







# 永 井 荷 集

改

造

祉

版

杉浦非水裝幀

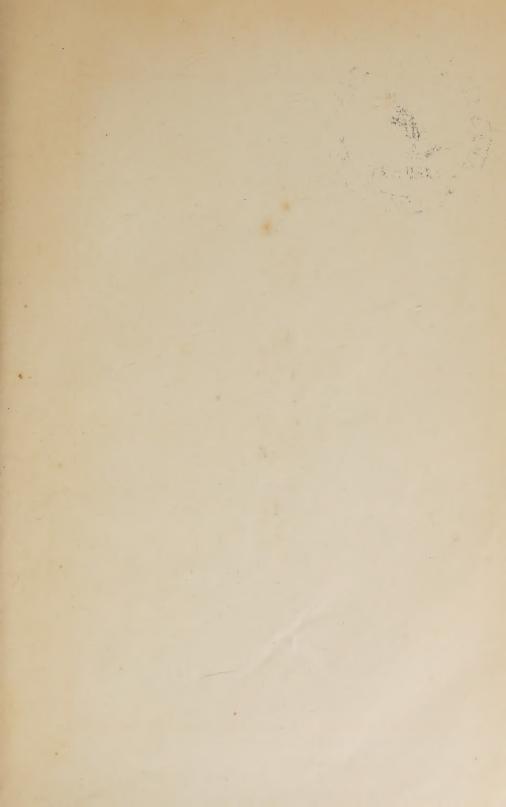



影 近 者 著

PL765.6 , 438 v.22

| 一        | みだが                                        | 果てぬぎで           | 丹月葉                                         | 花 ち 男 D : : : : : : : : : : : : : : : : : : | 新橋である。在・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                       | 序 辭 (筆 ) | 「永井荷風集」目 |
|----------|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 散物窓の呼ぶばえ | 腕? 多                                       | 月の夜の那街の         | 夜半の酒場                                       | 月 一 日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | と<br> <br> | と美       | 次        |
| 年 譜      | 小説作法: ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 立 夕 滕<br>秋<br>所 | で ろ 内 木 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | ち 地 が か よ                                   |                                                                   | 地 亭でい 雑さ | 砂。雨流     |



学をつ

す

あ

N

な笹

から

5

L

お氣を

ぬ様子なり

け

ŋ。

其を

時門口

まし

た

力

またしても

も更に氣にと

はしがき

にお約束

申清

45

L

期

目号

なり

御草稿

を頂き

か

お

笹、

打る鐵河に立出でれ、 石芸と てあ かじせ とせ K 始世 小营 1= ŋ 生茂る野笹 立等出 入っつ 坦為 8 10 說 大吉 K 世 W 0 5 0 た題名を記 でけ んか か、或 題名 よ + 0 \$0 植ゑなば野趣あ 回ばば 七方 け カン 0 かなぞ思案につき、筆地では主人公の名を其の つぞや頼か つるに折かい あ 園気の なしゐる t 8 そこら 0 去 笹さ かりを褐 3 が といいないないないないないないないないのである。 事なる 得ず。門人とせんか 正月報 のこ IJ 獨語 凝 月雑誌 にっ 5 み置が 3 あた ŋ ŋ す 載 力 小説の事しばし 関丁の來りて蘇 せん L ŋ きたる小笹は 90 きたる 商自かれる の土手 たる顔 西肯 中央公論に書 0 とするに氣 市省 からんに は 古崖なぞ つきし わが家 にて 造が工 小等說 やな

そも竹はい 見さたし じき笹 なき 路かの ぎ草稿 つけ \$ えせ風流に移っ ま 70 主人公が身の上とも 園丁更に意とせざる氣の れ、小ち カン 大正九庚甲年二月晦日 でなっておける。 たる は 考 2 わ たたに け が作の心とも 便公 0 0 いる れば、 問 ひつかけら 中奈 風言 初問 な 0 にもあらじと、 生記 にて に書 雅 3 付 名なの して庭には 一茂り、 せんと 0 中央公論の 今年七 易 \$ き かの つけて なく、 0 を 見よ。 なり。 たま す オレ かし 正九年 見なば 3 植 て、 \$6 残 に當い 園でが 渡たし L カン き 編輯子 又是 毒さ。 後日に至り 然るを竹に同然 よ 8 かい つも野の末 笹は人にふ はこ 一般回親命が さまでこじ 3 作 かくなん。 りても 0 ま 春舊稿 たの IJ. 不 书 TI つまら ひける 0 1 れば、 小きち 識 お 23 いそ カン を 7

たがきな門のさ て殆ど門道 泥が多に対って対 これが から それ れ目め 子也 3 かい つたが為である。 6. 目め カン ŋ 晚送 富士 きたならし 様さ 始信 あ のついた古下駄が削え 元なぞはわ 華 鵜 破れたのを張ら 鳥渡曲 てに山の手遊にはあ は賴崎の住居が意氣に艷め 子才 さして 客商 一番だと いたことも 7 からこ」も 见町何 ない。矢竹が二三 ち 0 質の家 ある普通の 目的 力。 4. 巨石の けて途感ひするさらである。 たこ 立だ 丁言いる いふ事 家と小待合ばかりに 古言 びた借家で た L さく ないらしい 同意 の横町 何先 82 かも じく はあ D's 住 住荒し 家さへ と大婆 様に 0 = 居を からではなくて、 も此の しゅうか 云か課 、特合では 地 一階家で、 は鵜崎の家をの でゐる古家をば オレ 本ひよろくと 82 科 2 ある位な る位の事。 である 格子に るば 來た事の ぎ捨てられた随分 ね の二三軒 いて見える譯で 階で家で 30 カン に向くやうに な 番 が IJ, の意見な 地ば To 内には、 0 近党に のかと 電車通 でで 意気を 好的 中家 れば減 Con Co 加沙湖 四したは 其言 ŋ 污言

CODE USED:

A. B. C. STH EDITION,

GABLE ADDRESS:

"KARUHO."

# KARUIZAWA HOTEL,

HOMELIKE FLACE 3,200 FT, ABOVE THE SEA. Y, SATO, PROPRIETOR.

THE BEST SUMMER RESORT AND THE CENTER FOR WINTER SPORT IN JAPAN.

KEPT OPEN TEROUGH THE YEAR.

て参りません。」、「今日はどうしたんですか、まだ學校から歸っ

供えお 一行ってしまふんですよ。 中に内證で學校の さら 時分に とに 今に 達 国ります なつても二人とも歸つて來な むや為 なつてから りましたよ。 包記 昨日なんぞも、 く小言を云 を かを 墓所さる れて ے 0 んとう 事をき 裏の数 が か 投資込 に皆な仕様が 加きを た 込んで遊び たタ んで な

ば 打忘れたやらに膝を 慶は 何於 先見た た家が 俄 0 do H 元気づい ~ あ あ ts た 7 御他 利 御屋敷 ij せう 11 女中の

「何方でも能御座います。ことぢや御用があつやうな家はなささうだ。」 でうな家はなささうだ。」 できなくない こうだい アネの借る

で発売に たぢ は通信 て家 の時、軍服を着ち 一これがや全く | 來ら 中意 4 れ オレ ま なくなったって、 いらつし なって了 3 た 1) 0 烈掠 ま は 4 屋敷の やる方に や気ま 40 か。 たんで その たんで れな 担だ ŋ さら \$ d'a がわ 時也 那 全く御気の声です 5/2 仰背 す B カン 1) 0 專 3 見ると島渡 力おいで んで 机 らし 学院ま は 遊卓 迎言 び

除をして居っ \$ とはる あなた 共元の 申奉 7 遊記 IT 電影 時突然隣の ひで がありま は 冗談ば ij 弘 ま あの 出 來よう 4 方別の 待合 9 かり云い 事で、 ď, 7)-と客を案内 な B 只是 笑 0 今は 30 する中高 \$6 屋や 何急 二階は掃 かひよ 吸音 訪 が居でな の方は

仲で 為で 略さ 崎は笑ひ! 飲つ かず問息をついて下 んで來たら 藝者だ藝者だ。 座さ なが 繁昌する。 15 初の抽斗から 又鳥渡窓の外なる特合 二三人呼べ へがり 答の 驚き 怒鳴る の湯銭を取り カンマシ 200 漫は 5 14" たっ 何世 何言 の方を 處 と鳴う カン

長ちち

庄宝 太郎3

礼二年

其で郎の

までこの衰退は

りかけた。 現立しながら織てのそり! 特子段を除す

歩くは、 IJ, が日め この横町には招魂社の廣場に添う て人の日にもつかなかつた。 3 町に居第を構 思るひ あつたけ まになっ 小品值 さらう 處に以前から居付きのとういいん 動う 7= 始めてこくに家を持つたの 石先生の屋敷から 修言 オレ ながら、 小さ な実 、現在日の前なる Z. は き日常り の玄陽が 早晚 加減年も取つて奈る てねる の横町を足にま ど波 いながら門 多に三味 状态い 0) -100 事 あっつ K が - 年近くも えつ 神) 待合ら 束り造くない 帝宝技藝員出 居し D C 事に追い ンナー かも 独当時は 加索 食家をきがし 以中六番町な た表通、近常 3 先生 れ 内 腹をと、 没是 向に海 to なら 70 心魔を 标二

00 いと云ふ虚から待合に見遊 不思議な次第である

外を記 顔をし ちすくんだま、大きな眼を一層大きくして窓の 別る 10 うな大胡松 よれ し潰したやらに見える。 様子が何處と がきざま 髪は りとした身體付。色の黑い眼 主人は年の 攀水を切いてゐたが、 B 窺 なく後で結び、毛脛の 日につか 力。 込む西日にとうく めながら 坐。 れてゐる。 なつた紛ら を下さらともせず、二階の座敷に立 土鍋を側に枠へ張つた繪絹へ類と 頃四十前後、五 なく こ日髭の目立つて濃い處か ぬが狭い額にはもう大分深い彼 せくこましく、 小柄では ツくと立上つた。 メレンスの兵見帶をだら 洗売 横手の窓から次第々々 みか輝までも見えさ 一瀬を照さ あるが 分ぶ 別がの の大きい頬のこ の久留米耕に しの方から これ、鵜崎は せるか 一體にがつ けれ るら顔と できる まだ ŋ

引越すが 待合の小庭 地面党 のす 欄干をつ 早いか明月といふ今の待合になったの 智社か何かへ 一帯にず は推り H 岩木を日 この た二階の眞向は道路を隔て と高くなつてゐる舊華 動める人が住す 存招魂社 かくし の祭禮時分ま に植込んだ 20 族の たが

> 煙草屋荒物屋などがゴタノへと續いて山の店とやきのやからは野屋地面のがつたり低くなつた處からは野屋地面のがつたり低くなつた處からは野屋 裏町のさびれ 屋殿の裏下で顔女な石山を勢上けた上にら父のは、ななないとなるまと の真中まで枝を付して 餘程年数のたつ 頑丈な上城越し た光景を見 低くなつた處からは学屋車屋 檜と古野櫻さ しるる。 石垣の い複か何かの大木が往來 せてゐる。 の虚きる處、 植込んだ中に の手

\*練側を拭いてゐるのが植込の間からすき見える そり 早や生を渦ぎたが二三 ばかり 下の特合では まつ たって、 屋敷の、 前に 生際の海い手取の髪ぼうく たき Ł に初坐をかき であった。鵜崎は西日のとどか してゐる。 複素を じり 1) で女の摩も下駄の音も聞えない。窓 には 川出しの下女が裾を端折つて頻に いつか蝉の摩も 隣近處の藝者家の格子戶もし 照りつける西日に往來はひつ 續けさまに手を鳴し 一日前から急にまた蒸暑く も少く、 と振聞き 82 九月 た細点 保の問

3 なくす なきんの 來た。 位身 ねので 6 ある。 年の程 前は れてゐる上に塵ほ 於 でこで、 で手をふきく、臨掛けの でも亭まより 田南の 馬頭で はぐつとふけて見え 身なり 見<sup>み</sup>る のまく上つ をつくろ から懸気

70

慶。

こと鵜崎は仔細らし

い調子で、一

らし

Ų,

渡せた身長の

高い女が、汚れきつ

た自身

なし 終いなって 掛けるから、夕節は早日にして

もう 何時で

緣之間 「あいにく今日はまだ何にも買つて御座いま ながら眉をひせめて もう四時 れど と変 過ぎだらう。 70 慶は 他の上の西口を と独崎は唯髭なひ 胺 れ 見て たり

ないの 一書食べた甲芋が 一残つて ねるだらう。 魚上 X.

ひまし 腐りやし ないかと思ひましていたで

ん。 位がだよ。 「新学は お前まだ高いん 無暗にお前の惣菜にさ だだぜ 0 御物 itti v 160 C. たまら 使ぶ

・玉子と摘茶が御座 41 ます から仰し たしにで

鶏がきは , T-113 一、 57 のが 面影 倒くさ と云ふ風で、一何でも

うに、 る 隣か はい 今の中湯へいつて来よう カン フト L 大變目がさし込 細君は立 庄太郎も連れて行かう。 かけて始 かない 35 编 ٤ 鵝き 崎は 4, は吹き

1 であ 鵜きば 崎をか 源 日も たる は な。まア湯へ行く い調子に態度の IJ る 4 先生 0 肉に がら、然しさう云へば何處やスパくふかす葉巻の包あた 段目立つて叡中にはびこつて なる内山海石の一人息子翰と HIE 細望く 报 た為さ み甚豪然としてい なら行って來たまへ。 の開き から いた大きな鼻に すに高なく 15 少し古と 4. 小き 4. op 上京に

「漢草へ行く No 前ぢや少し 行かうよ。途中でゆつく 0 っ。それ ん事を ちやは、その邊ま が り話をし るんだ。 う。 -細さ

いろらい

翰は以前馬場で

た婦國

婦國神社前

の櫻

0

淺草ま

0

たしに行きますが、

まだかまひ

ま

44

用き

後にいたしませら。

質りは

れからできた

12 ア、さらですか

たま さら 笑って い、君、眞面日 僕は 7 電車 ちゃ 0 僕の結婚に な話だったら。 で待つてゐる。 ついての一件 いかんなア、 見ら

オレ なり 大きな坊 立戻つて、 鵜崎さき カン ち は相變らず仕様 IJ やん な 類的 は大股にす そ ま かない場合 たく行い 我が

4: 慶。 もう 飯さ

共に帶を解きながら、 道學 でだから 屋敷の坊の坊の 杨 話を何ふ事に 見く着物を出し どう ち やんにつかま 何だか てく た。往來に待 御ご用き オレ 。 内裏 ださら 0 だか 7 上京 お る る 6 3

織に洗 晒の陸摩餅 紬の兵見帯を取出す。第一時の15年をある。ですので、へこ 変をする 飲って箪笥の柚斗から、もう七つ下りの絽をできたが、まった。 身に取つても矢服舊主家の若旦那の い。」と鵜崎は支度もそこ~一急いで電車通に出「矢張袴をはいて行かう。いつものセルでい カン 「矢張袴をはいて行かう。 に困つた坊ちゃんだとも言ひ ない 慶は 果れたやうに良人の顔を見たが、 カン オユ たち 事とてまさ 其些 0 羽位 0

TH どこへ行くんだ。 非常に早か 駒形まで参ります。 からステッ 丰 たたな。 を 掘 1) / 坂赤い まで歩かう。 川て來て、 後季は

方き山麓 0 こうか。だや、君、ま の方面 で飯を食はう。 へ行くんだ。 11 - }-少 ちがひ 何至 题: だ。 カン

モ

面の事だ ち 無 の御相談と云ふ -}-カッ いうで -90 0) は 1) ま 力学 北北

カン

4 して置くとよ は つも まづ 7 7 衙二 巧に逃げてしまふ は。今度はどう云ふ女です。寒れでれて逃げてしまふもんだからな。」 推訪 祭の 通信 たんだが、 カン 42, 君は がさそふ 度智が

⊅» \_° まア そ 0 邊え 0

中的形式 女を 上さった。 のであ 位に落第し 面倒らし 無論就職の口 年三十一、法科大學をば大抵きま 直にそれと推察してしまったの 話はち 話な に、さ 藝者ならまで JL Ų. 聞き 段城を降りて二人は神保町邊 やない、すこし問題が複雑してゐるんだ。」 や君、今度のはまだ別に手を すがの坊ち る カッ 二女で手を 鶴崎は 82 Ų, 大酒活 きまってゐる 模様です 先から ついる もなく今だにぶらく 翰が内々での急用 始末が でかくこの夏卒業 やんも少し面喰つた気 洗べく もう ぼろツ買で、 カュ 度行 っと鶏崎さ どうやら談判らしい調子 ので、今日 ムでせら。 はまだろくく これまで流 艙 とぶい ある。翰は 切らうと云ふ 動いに報告 遊んでゐる 事件は 年肉屋に 様子か 年党お はも

る

雑ががいる。 物に向露水のおける を変える。 をでる。 を変える。 をでる。 をで 感 位台 6. カン 冬台 鳴な 校よ なぞどう お 慶じ 100 が - j-る

費でを授 師し 歩る. んで 頃兒 公言 範見 は 一次度院 通常以為 カン 男と 0 遺った けて 極意 ŋ 手で 女人子 7 て心細 事。 後 海道 3 配 8 --61 0 カュ 打印 温度 3 見二 B 1 薄給な く登り t 73 逢るに it 0) £. 尉引 た現句 三人女一人にこ 展覧 大震 鵜き 海(P) 礼 同ないまり 功名の た課で 1) 食場が 力が 全きくた 作於 きくなる ば 次しな 相は 事是 會於 は 第 運え ful? 生 の際にし から 品人 ま 審儿 た な 延り 前光 0 聯門 15 念を 産るのである。 は 1) 11:1 後 た 時間 随かれる な 事は萬 10 家に 10 6. 知し do 調子 到诗 • け と繪具 75 オレ 度で 世 れ 沮老 作意 9 て苦しく 内山海 彼常 20 れ 0 れ た 6 3 ば 0,) 當選 do オレ 絶野理 父は写情を 軍人 代言 は た 男は 度と 相比看言 The 長男 を 文記書 損する 大きじる ١ 先生 共後は なって 0) なんだっ 特別の教育 11 6. た がななは 生計 ょ そ 虚さ は 動う 省 正式中発売で表現が 構造がいて カン かい

初と視さればず 横ちゃっで \$ は 顧かり と共 玄 意心 3 なく から 湯に Ho ず 7 な 洗湯 7 -內部 れ 通信 淵言 111-6 this-共 を養さる 日管 to ŋ 15 **範學校** 消貨 82 話わ 30 iliĝ を 海布発生の 行 3 持たせ -j-はいたって き から 學於 は る 独织 た次第 真ます 人是 カン 1) は 行命 書間 オム る 0道 た 大智 おる から F 屋敷 位 私来な 人どの き を智ひを智ひ、 衣に to ٤ 主 -C 見みた ま to 學云 ょ 家 あり ひ見え此を職業とな 半纏引 L IJ ŋ 不亦 あ 0 -) 人が記 門別際語 時じ を る 北山 聞言 唯た何だ わ るる 0 通 態う 矢や で < 虚。 る カン 明言に 勝計 服息 0) 身の に挑た を から 17 于。 同意 75 て細糖 0 H 10 丁口處嫌 6 花柳界 L 静っか た < 始也 TS 4. 8 Ł 冷せ

浙代 索克 1) 執事 開皇 を 作品 木は 被索なさ 遂: も相變ら 自身 食客 合 夏新 鵜 15 55.0 [h] 頭。許能 hil. 生 5 盛に 關 た。其意 年には

子就丹手に 1:5 沙に 打造上 B を 九 湯 やう 打 712 な古家 见太\*: を 我想引擎 すり 0 Int.

返汽 opo " 1) \$00 V 坊 ち 村文 やん 鵜き 楊崎君。」と とき 呼よ 77 U な か。 がら け ら 輕 れ く頭 鵜う 崎富 11

げ 湯 か。

か。 玄 ま

20

家主は徳春

7=0

がや ----

な

ば

拾載

麥克

国第

編寫

度と

上步

-1-

圓於

15

ると見て

あり オレ

ば

值位

1:00

ď, 晚差

精経が近々

6 7 5 坊 カン か -j-Hã 0 11 都曾 す 鶴う ME 11 大·や 110 張特 な 用雪

£ 背"坊心が 1 文は魔な 腹点 7 **t**, 河流 自身や 0 い、生物大きなは、 高族 张 を帯び 4. W. 幅( 身 61 删 6. 10 仗 カ、 孙 至 魔を六 . . 思意 がら 引作マ 61 "帽房 オレ た 113 男套 12. 山馬 地。 1:5

不ふ

HES

人

It

0

21

勿心

學管 前

代

41 通信 先艺生

十七 買いかなる

游谷

諸處

を持ち

地を 先生 届人

肥皂

pu 海流

ナザ

事に 21

なり

礼

オレ

な

ば

なら

82

L

思定

y

た

(7)

石岩

屋中

败

1152

**引** 越 物

中沙

71

なし 折等

共

1L 17

11

な。

な。」
なの代り君、これが最後だよ。この後は僕もさう世話を焼かさないつもりだ。結婚すれば何さら世話を焼かさないつもりだ。結婚すれば何ない。

すからな…… お先生も 追々 お年を取られます

ったから僕も今度の結婚を機會として大に改 まった金がほしいんだ。ちよいくした借金を まった金がほしいんだ。ちよいくした借金を まった金がほしいんだ。ちよいくした借金を ないまでも切がつかんからな。

なく もの は かいので、 牛銀を 間にして 野酢して あるど、 なし酒量は 鈍底臓には 及ぶべくもないので、 牛銀を 間にして 野酢 して あると知らずからず飲み過す 傾きになる。 輪は 始終それとなく 鵜崎の様子を親ひながら、

「いや、私はもうこれで十分です。この上春んにつき合ひたまへ。こゝぢや何だか落着いて話につき合ひたまへ。こゝぢや何だか落着いて話につき合ひたまへ。こゝぢゃ何だか落着いて話にっき合ひたまへ。こゝぢゃ何だか落着いて話

流儀だ。 IL<sup>3</sup> は一ついるが、 て、 禁酒する方が心持が まらんからな。なまじつか節する位なら斷じて 63 なつたら との 村變らず强河 正めるとなれば僕はばつたり綺麗にやめて ねえ、鵜崎君、大にさらだらう。道樂だつ 頃のやらにから肥つて來ちや苦しく る 断だが 何だ 45 は動けなくなつてしまひます。 の断然やめる。その方が男らし、やるなら大にやる。その代り 何党で めて見ようかと思つて もさらは石 で める。その方が男らしくッて く。僕は何でも 一升は めん よ、鶏崎君、僕 平気でせら。一 かさらばい of o 功息 めると つてた ち

「はゝア、その 方は ちつと 信用が 出來ませ

W

いや、止めべき時が來れば今夜からでも此めて見せる。女だつてさう何時までも而自いもん野やない。僕は實際もうよさうと思つとるんだ。結婚を機會にして新生涯に入りたいよ。だ。結婚を機會にして新生涯に入りたいよ。だから今夜はお名媛にあつさり遊んで見ようちゃないか。まだ早いぜ。決して迷惑なんざ掛けやせんよ。」

始終、杯の取造りを体ませたいのであつた。 輪は戴むやうな、駄々を掲るやうな、又命ずる 輸は戴むやうな、駄々を掲るやうな、又命ずる

たとのでは、いき、たらは、

今夜に限つて あるので、際はして自由へつれて行かうと思っが廻らなくなる。翰はその邊の事をよく知って 三四合が丁度い、處、五合以上飲過すと異律をなった。まると、なるないないと云ふ方。日かしていくからちび~、様なひたいと云ふ方。日かしている云ふ方。 も飲まずにねら まして外へ出 たのである。 るが して

れる 翰は飲み用すと一升位 平常 数は八九本に上つた後、死に角剛定をす 家に たが、鵜崎の足元は矢服しつ たかく ところが、そ 3 れる。こ 時なだは一週間でも二週間で 摩ひさうにも見えない。 12 は平氣な大酒家であ れと知つてか鵜 とは違つて鶴崎は毎 かり

君、今夜きり僕は禁酒ら、「おい、ウイスキー な摩で詩 にする事で 立つ鶴崎に流石自分を捨てくは行きかねるやでできませた。それは我まづ先に胤酔して、うと決心した。それは我まづ先に胤酔して、 許したまへ。ねえ、お、い、だらう。今夜は思 よろよろけ 15 から 翰はことに於て已むを得ず最後の手段を取ら か ひ、彼方 を吟じた ながら、 ĬĦ#: 翰は電車通へ用ると急に たの ZV. 1 するぜ、今夜きりだから よろく此方へ だ。と怒鳴つて、一鵜崎 かか、通り 水 ルと見れ ば戸外 ひよろ IJ のなな

B か 手。柔 切合 忽たちま を經て大學生になっ 三百代言を差向けら 0 0 を手 ち青くなつて鵜崎 其 り損害賠償 頃には車夫諸共度 名を知 が 重量は めら 成艺 小料理り なまれて 大芸分 運動 続き 大焼き オレ 方と女さ 4,0 屋の勘定 40 は れて つらい のは柔弱淫卑 7 の談判 引きかれ が面別 H1.c 4. は女祭 翰は教科書も 掛け 三段 たの つけら シも きた 10 翰は運動家 になった例 高等學校 る か へと引張 への身が立た の位、中學 輸売は、 油章 不出 た事件を駆げたら数 ス .C. ま ヤ の女中つどいてい きつ 1:3 撲 れ 1 ٤ 女皇の 事で 初時 げ 82 來 ŋ の方は な文學ば 程題老 野門 8 廻き の方は翰が 體 3 た かっ C 間 から高等學校 間には今以 たない は夫婦のかった。 権な 格相 れ等 カン ٤ 0 た事 とか IJ 短 0 から 鵜崎な る。 カン カン がなって ŋ 品於 為め があ غ

て果は手 弊為 水 0 L -6 3 1 ル ď, 自然藝者 忽ちて () 0 金を取られ 女ボ 7 呼べ でる。 なん 1 IJ ば Ts オレ なぞつ る 次に 今だによ 度女の味を覺えて رجي まら 相手 う 1) も牛肉屋 た 處きらけ 排口的 美能 いになる Fr. を選ば す 111 女中ビ 引為掛代 0 詩艺 T ;) >

4.

は

事の

次第を鵜

物に

的J<sup>E</sup>

H

だらら て 金 を 一鵜飾計、 問題だ L L 11 Ľ その cope 80 ないんだ。 今え る。 と診 事是 鵜き は 留は。銚子が來るしば自山のやつにす 崎き は なし は始終任 今定 はま 僕 切 僕が正式に結婚する切れる切れないと云 細言 と共に J. と共に早速話 is L 6 徹底を

力。 そ れ 6. 7 何意 か苦情らし 4. 事を言 0 で

に苦い る 15 成智 办。 6. お 情 や今度 b ٤ とい な を しく いる語 奴号 出てゐる は感じん to た いんだが、向がさこ いんだが、 に何意 を ともい 必要も ん。 もおけるいか 尤もと .... 别言 風言 -j-

して そこで 家 女の方の事が そこで君 了。 -0 Sp " b 何處で 賴等 0.1 孙 女 た 僕 が B 6. の家に 事 -) がある 7 カン 對た

金売は

多

實際語

つて

見ってく

なし

师在

唐德

物於

方々に借

七公田する 希からい んだ。 折的 ツ君の盡力でまり上面倒だからし きま った結婚に 手切がふないなかなが、事をい 旗艺 から

は 7 女是 方営 何先 3 & 6. h -0 -3-

だよ。 is に理り h 言い ね 2 0 मिड 0 實際僕ア 7 僕子 だぜ も言い つつけ から 直接に何かつ 7 君に頼ら は 武 んしも 私なる君、 しか毎月小遣を貰つて早れ、ニッやつて見てくれ だ。 た それ とは行う とで 間火

手 子切金を使い 12 か ヤノ ま IJ 自号自己 仰鸟 有品 る 女をかな 利り 用告 %-かい

兎に角虚力 これな事と してく ま 7 ۲., 北。 5 でも 無治 君に御事、から、 11

ŋ がきち ま やんあ た 7 11 なたも だらう。 な かっ 4 阴影 1 思 置力

120 配信を どう 願認 36 利主 ij L た どう も少 事を l) 老先生

ながら、大層いく御機嫌ですね。ななら、大層いく御機嫌ですね。

して、一おい早く酒だっ

ほんとうに猩々見たやうだよ。」「もう好加減生命でいらしったんでせう。此方「もう好加減生命でいらしったんでせう。此方

れで を上から一寸叩いて其儘上衣を 鶴崎はた 藝者衆 はおちゃんに 今夜は非常に持つとるぞう」と 7 矢張髭を指って「おちゃんが來れ 見く持つて来いよ。今日 拙者は輸着の君ちやんを利見に来 ・・・・あなた御師 生脱いだ。 翰 は 借》 六 11 4 は。 ツ h

リ出來んよ。」
「影響社、誰か知つてる藝者があるだらう。いて影響社、誰か知つてる藝者があるだらう。いそりとなか!」
「夢響社、誰か知つてる藝者があるだらう。いたんだ。」

陽氣にさわぐ人が of the 話は なら結構です 6 6. お わね すが、きなく を持つて来ます。 。あなた、 田祭 合者同意 \$6 羽! 織 樣

どうだ。怪しいもんだぜ。」 いきん ないかん おの近處は「鵜崎君」 君は 全く謹直 なのか、君の近處はと女將は降りて行つた。

洗り に座を立つ隙を見ては執こくなかなく杯をさしたがら、 草や西洋小間物を買散す癖 學生の時分から西洋料理を喰散し高價な舶來煙とは、これに言言が、なると言語を 費つてくれるやうにと軽む は先刻牛肉屋で飲んだ時の うな白のする お聞どんの ij 5 が、動き をチャ な川雀 せん ながら、女中が銚子を取 ヤブ葉の上に 並べるせんべい、ぶんと干燥 HI があった。 のであった。翰は中 やらに再び鵜崎 父海白翁から食を 女中が きる。 機とい 緋ら る。輸売 子心 E 杯は

萬一新聞に名 郷むろ やうに 上云ふ風言 0 歳に ふよ 類一同は一 觀力 7 ふとそれをずにし やうな場合があったとしたら、 れ た結び 手にす たっても赤坊の なったので は唯無分別に 気遣ひはな なから 家の名譽の 學校からも家庭からも嚴 でばれるち 川る たけ いろり、悪い智慧を 情報 やう 金を浪費するのである。 やうに、あ 1 71 爲言 例: 翰は兩 す な不 もなく打捨つてしまふ ば 何しても 始末で かり 手をつ 南部親先 れが欲 親 高を るる。 斌 ば X. 慈愛をば しく L L が 働 112 いと思い 不上 IJ でか す 分がが カン 監究 まな 力》 -}

上鵜崎が是非とも必を應用するがよから 度女の事でほと 外には 見か してし むと言は ま は して、 だとその てはこ ŧ なかったら、一晩それ 0 來月早次、 6.0 幾分が だ、と常は手順 を出さ それには とも必要なからう。 手段に を機會に何とか小遺錢 の弱味をこしら 1. ついて なの 先所で され 20 て、たに を から 結婚式を奉 1 :: 此の となく競者で 怨 6. 1 20 A 1 3 A 25 れまでこ 7 水さ ツ返事 2 る 關之 係けれ

新いがは、ほどはないなりとれてゐるので端折った 鼻も低く目もよう後、すこし解 弟は除が らし 上上 地 ふ輪な て質太く生 上口許に鳥渡愛嬌の ふお酌のやうな若い フナ 銚子の一二本は忽ち い。身體は「 + では お馴染に、小花といふ銀杏返と三名 に左続目立 此夏大學を卒業する半年程前か 力 と思い つた腿の 解のある髪をハ 小さいが、七難をかくす色の白き 小ささ たね 0 を組 たお 妓が前後 3 あ あるのが 空がに 程 of. IJ 原出 にした流行近れるこ 一名の上に藤紫の絽縮でする半年程前から買は なのでい のと見える。年は二十 なった時、君勇とい 11 後して現はれ 1 男の 單 0 例 行 丕 7 IIR 外に日の した下 をべく ら買か

ŋ n 77 たらしく、折から単鴨行の電車 有無を云は、 か ま だしも自由へ やうに飲め 閉口してこ せず翰の手を引張 送込んだ方が 0 だけ 光学 飲まう かって 他然 か分ら カニ 無事だと 水るの 乘S

問於人 会切摩振絞い の色岩質 松なん 片町部へ \$ 小石川は あつた 視ひ、いさみなんぞと云ふ灯を 屋なぞが日に は其處此 腐つ 指ケ谷町 崖落 ち る活惚に折から景気を添へてゐる 地を らばらと た平家立の長屋の 處に 曲葛 ひかへた裏通い 松片 植込んだ家も 停留場場 突當 L 何先と IJ 安普清 のはづ ででなっ なくごみ み 立<sup>た</sup> 板等 非常 0 ち 礼 4. うて、性感 な 10 -) 一种 は 降於 カュ は本郷西 あ、遊り 根和 7., IJ カュ Ų, 1 Ļ た

たがら、 鵜崎さ は自 す 日分の 様丁、 も熱される 近美 家の たりをきよろり 處 77 つかとい 事 勢力を今更ら 思念 は L て

なっ 「輸きん、 もう 逃げ 老 馴な 染 は 一つ すす しこ ----頂先 きま 去 で水 せら オレ は

> は魔い y, の板を掛けいや がな に飲食 た小家の間に待合や薬者 れ、なア 6 聖人君 尚 靴をぬいで 7 直 海を控 さう。と輸は 君子に 7 狼ら き かた家へと に瘤だらい 當意 その つて た屋敷つ 1:5 3 1) から んだ 為崎を連れて格子 かけ 17 7, () 右登 下是 から 有家の立変 1) たがれた 門を でき片側はごみ 0) で今夜 然し、 曲書 薄い 柱に美登利 る 神も田て来る様子れて格子戸をがら 今夜 かった其のな 6. なア 裏通 13 つくり 今夜は ij と過じ中ない < 明是 L 片かたがは てく 日 用き

田合頭に腰を切れと心分いた。 た様子 力 かまはず 「何をして あら。 主 った 段克 F. 0 1 腰を抜 がた 附 ねる 77 カン と変を が、周 から だら でで まアほんとに、びつくり 12 5, を明ける ば ながら出て來た カュ 不景点 IJ る の頓狂聲。 物香に、始めてそ だ 秦州知 鴻崎君、 女中、

10 だっ 30 客が が來たのに、 旦だった。 がつ 0 頃言 < 1) か 1 かまし る 奴当 75 いんです まり る 1/2 60

33 あら 红 は 1. 7 732 は。 と思い 點 123.70 れ な る電 1 6. 思想 みに安善請の 0 0 しと繋はに十 頂ば 梯子段 鹿か

見るが本質節な 山岡鐵 普湯ん 見かり だい あに 壁か 鐵 10 カコ 6 反をり 上に 長年 から 5 オレ は は 味さ 押を 15 一階は柱に 演し人 載の 返 が、様子 Z. ナ 間には縁日物 15 でらからぬ石地をば け 掛物の を見る ぎに ないわる。其の上に瀬戸 玄 た六層に三層。 い書 細學 6. では夜店の 割當 1 水 物の が出来、 思意 の座敷 II の盆栽と並んで織物の注磨の上に瀬戸物の達磨  $\Box$ 品是 るの 遊戲 を カン 棚たり 確じろ 1130 19/17 枚は見り 悪い カュ オレ

つた。「と蟾蜍は何ゃら仔細らしく髭を括「坊ちゃん。」と蟾蜍は何ゃら仔細らしく髭を括

かり過ぎるよ。「坊ちゃんは渤鉾してくれ、あんまりお里がわり過ぎるよ。

れがやいて失機々々。つい日解になってゐるんで。

張" 梯子 は た顔に 119 段に登 1-IIR 付きに 後 17.18 險 73: がある して つぶりし 煙汽 身然 煙草盆と茶を たた 色岩 の黒人 女儿 字 い。殊等

どつしり重さうに作ったが別にお除後もせずじ、人らっしゃいまし、と云ふ聲もと別なまり、

實際飲の頭を合き重要観点たに んもずに た 酔ま處 曖しい 心意 分范 7 まく を る ريهد 7 る餘程輕 紙入に す 圓彩 いっちり を実践 日本 然 た 札 胸算用 馬達 た か カン 際は 3 何答 鹿か of the よく を ŋ 藤が 堂を 校告 が な J. 0 E 角ま寧に 北海 面的 ま 0 醉 · 7. 實 一変に 寫片 た。 は りまかせ 子した オレ 々 めは が引きる B 事 後、あ を ¥, 6. 受政 斯德 日本 藝 戾智 に 五. 15 0 も出する 取 政者を じして だ。 折言 0 來ず 圓的 日改 銀れ 破れた。 ŋ 四に た包金を 頻 晚 \$ 0) 別流の坊 世上 三度 と ならぬ 方。 げ の頭な 111 -\$ き 勘定なるう 迎流で 1ばま 坊 7 0 掛 無暗矢 ち から え 中系 力。 法はの はま رم そ 0 15 中家 4 IJ 15 に愉いれた。 たかにおて も 好いい う をや な 45 が 5 7 と開発の 鱈 にかり か緑彩 < しく V 40 け ICE

0 鵜飾は زج け 身み 75 7 0 同意 日め多た 瓜 を 0,0 つぶる 是世 L 世 付 加汉 非のを it 聖を 拼汽 起ぎ らず 1) 缝艺 す 付き人な 本學 d, 時を金 唯たの TS が から 氣 根 ど受け ら な 氣 から あ 海总 0 福さつ 7 0 石章 た時 でがなったがな 世二翁等 7. 11172 11.1 0) 0 中宏 如正 な 7 たさかざ 割物 ぎ 15 える安介の 1) 天元華 氣き稼む分気 族智

8

香業 事。 洲肾 れ あ 0 勘党 た。 定ち 場がは 鵜崎は外へ出ていなれより安く、し 紙雲 人们 は今 俄 初時かり 0

何らっをかいますかった。 等の最高學術を表示した。 ないいいだい。 時きた。 い心意 强L 000 あ 77 新年會 别答 6 は 持ち 6 自しつ 通常に 在地がた た。 0 礼 でなら 然だかそ た時代 を、後に 2 流じゃ。 ル 施行歌も義太夫も 動ル。またはなない。 動をすく ・ 蓋々トシテ 易ま 折ける 出 湯に Spor 漸、れ 次言 な 別言 定 方於 好 々いが あり の道をも 會 易、癖心 な 時事に 石等 水いに た なぞで 0 寒いな す あ ま 焼き は 会が出て 何言 思言 る 7) 田・無む 4. たリ 0 易水寒 來さ 方を注 ~ C -唱品歌 も 酒音に (力) 注 來 ま ap 此三 衝っ 则是 る 7 3 此: 1) ら同じ緒と 弊よ n 吏 0 11 15 0 c 計し 6 何管 th 最高を対する 市も知ら 隱( 世に呼ばれて 150 数を 事にいいで 好心

が漬けの既然物の前を 燈を 大名の に さま 茅窓 門にのか 何意 を 町高 並言 通点 ME 3 0 稿 17 7 電が 0 車 まだ 寝の なる 通過 11 op D 柳ならわ 折 態 L 3 な 崎き 川沿でけて 4) ř, X. 北京は 夜路 新 師き 72 F を 行步 溢. 女房子 北京 版! 人 30 II 田多く、 当 動物屋で 供着

1 2 しば 和等 産 泉で夜ばれる 通道 南 開發 JE BE 方言 B を起き IJ と厚木歯で 買 同くすを おいていた。 F [CIF 柳雪 カン 基人た

153

心にけた

を

电型 通情

心だなく 唐季 美水 经 5 向急行いかっつい 服手水 が 手水 体質 側管 カン 飾 枚 番手 it 酔る 並等 居? 步は 近点 止章 晰等 あ す 風---處 別がさ 步<sup>高</sup>市 は る 揃 -) たなり、日本 7 (2)3 を置い 極 Ħĵ. 22 东 店等 彩 づら 寄よ ľ ょ 中自と何能 色文丘、幅の書 き な 6. IJ 护 た打り 香を と照る 1) から も一際明るた間口 書流 兵 衙。 沈浩 L ريه 4, ٠;٠ 出产 巡哨 間 鵜う 風 田岩 時で L の腹 遊りを 8 脈為 廻り 電がいい 6. 女具とめ かっ 伤笑 る 來《 龄; 水就金 0, た cop 道 から 次 1: = 110 生きた。具で 避 何き風き面やの 烧 证是

へ一歩路 海!! つ 延さい 4 L ريم かい いる古典 したも 石にた 見る最大 御に 1/2 11.1 見中の 曆" に鶏り fi 2 3 Ł 达 石北指 心心 4 のに対する 鈴木其 るとは不思議、 72 3 رمېد いて して 道是 な紀 所ない 理特 0 彩色 精 妙点 から を終り L 事: L 拱 ÷ Ŋ オレ 鶏に 作 15 有子 あり から filli ! から 匠 12 しば と解析に t: 省 ナン [hj# 何言

4, ŋ は カ ツ フ £ 1 女を : : :: : :: イ いか 形

ブ

73 らい は 少も 色気の で雀斑多 い方であ 二流 すさんで見 黑きをかくす お酌で身體 ٤ 705 ٤ 體に品別 い年代 いふチ いいいつ る りとしてる 類は 段だめに ij カン よぐらねの 150 姐さんらしい気が を せ ピ は 厚化粧 に立つ細面、 方言が は激 せ のやう。 かい 少さ るの 燈巻の だ二十 から 瀬は も貧利な額と たおける 多ななが 事で、 つです の瞬側かりやうわき け 工合で一 然かし り身體からで お紙 ₹ ::-1: つい二三日前 銀香返に結 よく るる 果 から口尻へかはし限の線の黒ずり のかる 何 ナン 1 限めの 思想 方でもより 召さな 3 と海い唇海 IN PU り手足まです ま AL的が 日立しょ は 3 オレ Ξî. 立に見える いのを得 ば 10 オレ は 女芸が 顔立を 黒ずん 何處と 知 仇がほ かつ れ 本思 きり Ŀ 17 日的 6. 见 掛。 フェ 1)

が弊ふ 最高 た程と を鵜崎の方へ報 受かれるやうになる。 てる んぞと まつた。 負きけ な心特になっ 心逃げ 勝手に自分 眼を掘り んなお 向平気でやる。 よく 45 かう らら やら ょ の頭が た上州北の女将もいつか目の いて 4 から 75 1) 82 忽鳴 気が チ 2 歸於 鵜崎をば 25 ので、最初の やら 何言 直流 からいく ~ F) 0 Ž. た 心特が悪く ٠٤٠ 銀杏返の小 胜当 れて H\$ カ・ L 1) に無理に強る 6 たとぶつて、 を押言 老者 国星 15 (2) 製者さ 大きな摩では 思るつ まだ何党 つけてい 1 3. がら 付? \$0 一ば時々上の お客に だ cop 場の カン して地まら 時々欠好 中は馬鹿に景氣よく 時分、君勇は急 がて一 15 チビの三太と は 以又始於折ち なつて楽て そい 花樓 わるい際を出すと此 むたので、 るだかがき ر-人是日 大きれ ye オレ で雲か山か吳か 本児別 上つて來ては いて都々 ・にデ 度々 3 心折を見計ら をば、 かま の際と 3 22 勇は急に むるらし 6 ならず小花 やう が來て 堪ま 红 な なたや と、輸送 たま ず 次に 第二 私 線を赤くし 突伏 光学か 相手をし 山町(c · Ja 頭が X. してる 手並 熱者は 扶け 君は アと動 越急か ひそ がこ もう駄だ L きょう N 5 な な × 12 かじ ナニ 12 々に を 獨江 が t= を まつ

家が業態 も今はべ こもい 714.3 來\* 福富 か。 -際してしま て身體の自 れて、 į L 李 なつて傷に 事で 1117 暫時立實 今夜ば 他管 基場に の生物屋 年始盛 水泉 月濃 かい 抜け 何信 やら る った心で カ~ リ 111 打 た場所を たとドル になら 倒 ってるる中語 飲品 際ない。 まるで認がわからなくなって 机 今度は 隙と がみ 3 を上座 生 た 加手 さきょ が付く た時 のに心付い もら りて行 銀管 から、 を立 旬 Le: よく 鶴町 įİ 天明 場、 といくら 返 起想 節次 元 弘 は逃げ たったこ -j-よ 3 地は П ij 11. 题: カか ま 城 花头 74 から どこ ردم とかい 廻清 奴 73. 6 l

# Ш

た。

来さて 鵜崎さき 扇なぞの てく がま 取 淺草駒形 通 に取っ だ 内山海に 大市 板下約 it ては絶 角の かぶら の線隆と 繪 Ti! 石つ玄陽 老鋪 また折々は 祀えず相應 電車通を 富 通を is t-の仕事に 云ふ関扇間は 肉乳の 若管 須竹橋 時分が 1/2 柳常 の割は 710 主 忽 -つつか 扇光子: 45 芒 鴉 國章 43

飲み

藝者が覺力 む

調子ながらどう

de

やうに弦を張り日本酒

1

ル

4.

衣に

股等を

大胡坐をか

チ

t

婚うら

元なの

細

を

6

那 外宫

0

ŋ

13

けりがないところに と考える の電 镇" K ぐに 迷惑于 人學 時であったれから 0 心だっ P 地 心である 5 にでの L 度~芝 和自己 きート 具 北京に 屋や 2 泉 まし カン 時 金 橋 まだ甲衣の の時は IJ 3 0 表 0 0 は 手 屋や と問題 打造 提品 2 ま 0 紙 前点 斯会を含 Fi 2 7 橋に てんを押さ 3 \$ 0) 0 なく 電光 香兰 閉 -C か 時節なの 3 の心に配信 渡つ 3 市場斯許 do 置力 力 通信 上のかけ 力。 片がに ら寝して 北も伝統 九 7 0 オレ  $\Pi\Gamma^{z}$ に身常 静 け 鐘 に る な たった

海路前に 118 3 午で郭を事じを 中意後にな から 日では 0 新北 7 度と 飯が 染沙 F ः विषु ३ 9 分が時に過 出でを 大京千 L 0 場な その 掛 過 三部一日 し紹 け 除よな 0) 所 日はないの如く 44: 顷 刻 織言 12 0 11 崎ぎ 想を出 飯はん 15 前光 は 別に はなったこれ ならい 0 7 頂蔥 終に 三部をは かればなり + 用广·t -[ \* 時は ふー 内原原 頃別る 用意家作山富木家 カン 12 厚点 四まて日かる

待・此○同思鬼。而言ねたた方。で「魔を接った。」 た方。で「魔を接った。」 せか、商・郷にこそ 時で夜に他た洗りの 内京 農芸時等ら る。 4. 3 共产 L 3. L 解言の び時 た体験 で商気 が 0) たの ょ は 鵜う 7-使, 御部 せて J 4 次 -5-\$ Ŋ 網網に弊水 が 米る から H 3 0 の男 家を持 一人は 置が排って 同意 れは治行翁 0 11 12 7: 0 から繪具屋から繪具屋 4 矢张镇 方で ば際意 放 Ľ たす カ・ るし、殊に対 故意 此:多 -5 到完 後に新り Z 者で女 を ては鵜 ریم 北 な利益を : 額管 る 非常に に 0) る 元 鵜 えのき J. 知し 崎台 1= 泊等 0 た行届が 重要を 临 7 代言って 机 現 生意気で は が かく・ 經言 た鵜っ が 15 企 い美" -ず, 行へ。 青:: まで してし 0) が 20 3 近美 度に 临 門兒 年次 此 包? 1L 術 の代言 給えるので 内意 弟言 かい ま 0 し ば 内容是 を置 家\* 作产 W 具 距 社 꽒 7 ま 0 其 事 -> 米 人 \$6 理り カン 先送の事を なら 0 を 安息 相原 75 3 例在 九 た d. カミ 家时 op 勘がある 銀行其 孕营 手 譯松 んぞ 心だと 得っそ 15 ば間別 わ た -6 诗 八りば オレ 撤 5 筆 7 主 る 事記は 3 h B は 米》接 < Ł から 容量 大门 カン 0 车 解性間見る

減つて らら 使 本 2 残! ŋ 0 け、 金粉 は数点 0 如三 き高低

な解的注意程 80 7 生活計 鶏で 性質に 1= 0 なす t < すり 1 さと 見 事。 0.) 11 な 先れた 消费 が 蝴 رقى -) から 逸磊落 排… 何 が -郊 號。 ょ 6. となる 6 3 だ 先に 顿 0 孙 鵜 徒に た。 上 临 事是 海北 な 15 兄幸 風 - ) -) 磁: Fi T を 月上 粉 500 第:太 石 が 初 は 人心 is 松 終 1) カ 11: Z. 分。 d, 111-15

森には 熟版など 変には 熟版な 海和公 鵜う顔質ん 1) オレ 鵜。 けだ た も腰 翁は 岭 なって は IJ 現 -5 をがの代言 114 .初上 をがいまする 圳专 0 初言其 F 食錢 0 人光彩 を 3/3 寄食 涿 3 知し 程學 0 6 るる環で なな家の 哪: 新代工事 到 7 V 主 美" の先: 生: 流三 息なれ た -6 石 1) 其 家 人

以来十幾年 発生の筆蹟では のが押してあ めた後、 の紙入い な心持がして、 落るなん 更に 0 造は 必ず たし 便 物に を 正系に屬 カン げ す 急に ゴックグ に海の が I) 0) E 海石と 用ひ馴な 一瞳を据 7 か な す を 0) か 6. 7 石岩 オレ 油 0 る が、 が身 \$L 痼 敗先 物多 た 0 7 は 親崎! 0 有 れに 3 0 生. \$L のだと信ずる 13 7 \$L 11 かい 疑 riff: ば 樓と オレ 0 H 113 こたし F. け とは、 排 U. 料 懐なから なく ĺ る 0 カン ま

渡そ 腰を 北 鶏 ļ-0 1 掛。 0) 物を 小 見。 (1) 世 カン 1+ < 居され

御座

鶏 1) 0 1/2 僧は指 4

で帝室技蔵員で 例 0) 如正 御座り 能がを 1L 11 灾 71 先步 本 張 11 生 41 つていなか (7) 交流展, 人是 カン 13 75 0 審查員

てし

ま

たの

1

作は

獨更だ

漢引等

た業

疑 た。 ・・・

11

オレ

此方

後 红

膛

物がか

處方々に

Ti y

[]

のい

b

他に

ま

だ有ると見て差

11

道等 さら 屋中 0 た だだに HIZ 3 HIL ち たい

張新 た様でござ i た符牒を見 いま - [ -间影桐贯 輔沙

こ誤り にじ 人にか新 は 分 服が 明意 よくわ 爪を さらか。と に思い 筆で を フト しく店を 上据るて見 11 化 依 かる。 粮 i L 時どら る事を 2 虚から い絶えず れて謝 111 鵜崎は その跡が今だ カジ 12 L 判のて 7= 州つて 福. 超江 見 公林堂 £ :: 事是 る を 來《 西美 力。 程度 だに気をつけて見 後 3 - [ -华汉 11 2 0 1) Hi. 水 幕市ケ 古 [4] から た 草を から独略 3. 2L から いくて 子が 古清景 谷見付外 こかき入れ 方 事 村 なく自 .') 足を オレ が 更

ら鼻面を突出 さっ いた創作 C 香 すり Ti 1,L 加にうろ 若草に蝶を 7 と大喝一 D か、 1:1: したのに鵜崎 ついておた大 々 オレ 0) 共言 飛り 15 を言 共言儘 1000 0 20 物で海 it . 3 は 鶴崎四 を立法 くらり ٤ 横台京 踏点 側章 カ・ -1-

くら んです。

と小 小情は は رمې 慶家鶴 ä, るもい 11 遇 1L かときよろく 北 内: 山海 4i' 一店中を見郷 0)

1"

内容があると 名と落 書行 好"a んな事を思用 (2) るま まさか最初 をす ずり ま は歩きな 遂に で大 る だ の素人か 步 知し と素人も同様なア 今夜發見し 版を 奴公 も又自 然し自分の ある 功 た 1L 澤紅山 からた 依賴 孙 L 北 に取り 分の家 ď, ろく考 亭。主 あるか た 春 カン れと人手に渡って 言 14 12 11 る。 誰が へる 道 依 74, 作 de de 奴だし ケ谷の 知れ Ü J. ( 賴出 筆だとぶふ 尾节 終 3 10 をば -) とはぶ 雲林堂で た事さへ 揮毫し 111 1+ 人 れに今以 其 -帕 逃 不岡 件: 3 it 1 7 2

45

L

まら

ij

ク

F.,

Ŧ

殊

無男

魚

鶏に

描绘

長

時也

力

1.

テ

ナ 篤官

伟办

グ天デ

下办 1

12

海石でと

۴ 7

1)

洋方

嚴山水花

7

田岩

2

テ

金牌

ヲ

此言

IJ

テ

其名遍

カ

12

1)

踞 そとで む は 36 部 は が 陰能に なつて 眞黑に なり ま

訪り始をこと 中等笑 3 0 手を放落 n 0) 質院女子部で 形等 禮ない は靴足 を述べ い方で K 0 立等是 なっ 6 共富 撮影 な 0 に 0 た。 に寫眞器を れ は 引なりが 徒 0 \$ \$ そ 更為 TI す 思黎 が 0 に H る から C 7 笑なが 照子 流ない 革包に B た 難りがた 記章 庭下 構 者や 北世 5 駄た 11 節に 收き 5 屯 ま 緣元 儀 を る め が 個に で引きず を ま る N 至 やら 0 ッ ~C: まる。 な 1) ま ダ 引擎 が

私や カン ま 0 0 談話 でござ な ま 御岩 に 事 出 0 ば v カン 1 T ŋ なら 0 願語 \$6 5 話な 5 ま 2 0 数 句がにき ふん 相喜 6 2

ひ 石智 弘 3 t は + 5 題を 0 0 カン 間等 御 5 15 御 易 カン カン 間は態を 座 皆行 カン まア ま ま す 此も 緣子 す 1 tj 書名 側當 庭. たい (7) 揚き 36 杉 上方 な 上部 話は を見避 態度 Cil h 無な 鵜崎君、 37 .6 ts الح VI が 暖排 何党 6 御 海か

> をいうない +; رع から 石智 ż 15 鳥 呼易 4 渡 然が を 押りさ 後静に 呼点 给儿 煙族 を 草 間達 を L 使ご 7 をひ 服ぞ 呼上 L れ U -新

か鳥渡見て 一言腦言 开社 徹 くて 白星 風気気 高額織物付置 ち た 3 200 散える くり 雑誌 な る 0 0 E 7 同等 L 粗き \$ 上さ 7 大意渡 四 3 あ 等 は カコ 内多 つは 記は、 0 玄 形態 内山海石畫伯 き 版し ŋ 思蒙 -カン カン L 0 L 天 を成な 居を 低い は た物 から 3 Ł た 73 B 組 れかか 見える 毎続い 胴ぎ 輝為 富 0 4 -0 رجى から 0 ·石 ŋ 家がすや 何号 3 押だけた Z 3 を ます 0 0 0 云放。 胴等 日的 和 202 皮ひ 以為 0) な 12 0 釣らら 顔な ٤ 肥達 K 膚 重节 衣い 0 な 0 0 供ぎ 服力 닐 種品 外しか 貫われが 0 役 L カュ P 定落 氣意 生ま 7 なぞ 印がんだか 5 (7) た 15 L をと にじ 20 程等 資證 味。 作的 8 妙等 E れ 來言 思黎 日本 長額ら を な 力 な 10 質治石書 0 そ **動**當 オレ 顏陰 何だで 0) もつ 1.1 石造 る して れ 學家 れ 世 見かよ -C. 0 カン 数 0) TS th る なし -6 門人鵜 方は が 瘦" 悪な ic 儘 あり は る た 寸 11 と云い か HE 書が 44 じん 禅 よく 位的 が 6. 或意 宝技委員 船に身せ 遙に 13 () 楊崎巨石 無心 實業界 きくふ 有も 70 が رج 0 は る が 面常 袴が身が 静た 立等 容易 る 丈い は やら ŋ 程證 わ ば 半児 勝が

> 出电 现处 代書。 畫 人名官 書 3 云心 to 次:

> > ope

5

錦りた 即其偶 許議員の ズ 名な 宝技養員、 從な 筆" ٤ 書台 襖宝 傭工 清 金灣 = 師に ヺ 海北 E " 海に ウ ナ 成為 生美 F 傷ケ ル 京は テ 携な 個す 安克 政 石製 ス 就 ス ル 師「 久助京 拜 來? ル 名な 1 周章為 公設 幾何 名<sup>な</sup>ヲ = 7 開め 貧れ 2 |-見なな 來 - 其久助 テ ŀ ヲ シ 學法 久言 ル 其意門 数を 年で 京店 " 以為 ナ テ 其る IJ 报题 助 事行年七 製器 テ 某 處さ 月号 ラ 1 幼爷 ス 家 某族亭 塗抹っ ツテ 間 會も ナ デ 時 越色 正致維 山派 Alil 日は の金澤 12 審査員、 東 テ 1) ヲ 主人新 1/150 海流 京京 7 カ 業なり 知し 書 宿はス 書が 石章 内等 何ないと 普, 知し = -ラ 鼠儿 國 新 y 1) ババ後 出 移う 水玉木紫石 ズ 大助紫石 四戸某旅亭 ル 人久助竊 ス 後玉木 ス 谷暁り 成な ヤ主法人 都と 助 夜世 必ら  $\exists$ 郡公 ル ル 市 小艺 n 處

迫したら首でも かり 意氣地なし 萬事元氣なく情ない でみもなく働きもない つぼく持かけるより しと飽くまで を 情ない姿一手で細ないかと宛 はなまじ 思なは " かな態度を取 ない臆病な氣のなり外はない。正は せ、 かと氣遣はれる程 あまり生活に鶏 押通さうとし 3 小ささ ょ ŋ 唯於

曲意 多 T いた がる つてまだ真新 の太い柱には道行くも 古城上で電車を下 破はか いた式臺付の玄關、西京瓦でらくと輝いた大小をはなりませんが、このではなっていた。 と新り のタ 〈内山海石と札を打ち門内一 お仰と云ふ二 造の二 れるかと思は つつた。 B 板; 板; 時建。鵜崎は横手の内玄 關 かいてね ついき、 い硝子戸格子を明けると、 --Ŋ の人誰にも讀 れるやうな大 一二の房州女が草籍 たので、真面 山口 動き 歩いて横町 車の二臺ぐら 一面玉川砂利・漬めるやう 面 \* に塵を なだれ

「さうだかね。」と房州は一向氣にも留めぬ様子にて置きなさい。実おい言だぜ。とない。まない言だぜ。とない。というない言だぜ。というないない。ないないないないない。との際がまひくくしてゐる。よく魔にや、これて搾らん、お仲さん戸を明けといて

一仕様がないな。先生はまだお出ましぢやな

て居なすつたつけ。」「お客様でせうよ。今方お秀さんがお茶を入れか。」と内へ上る。

様の 六七の けると丁度容問 「さらか許様か 11たが養 お居でになる六疊の茶の間 但しはだ容色のよく 少奥様と皆様 から下語 ら。」とその \$0 庭证 つて來る よ ない 佐ちない 0 小問 がっと行う おると 3 きか 與超

「お客様がかないのか。」と言って「それともお客様が知らっ」と言って「それともお客様が知らっ」と言って「それともお客様が知らっ」

を着てゐるけれど、變な田舍平見たやうな雕を一何を言つてゐるんだい。お前さん自分でお取「陰差のであれただらう。」

過ぎ客間 出為 に言捨てく、腰高の塗骨障子をたて す 六、良女の俊子とて一 0 廊下三 る人よ。 あ 展りになった年は三 すと内山海石を中央に て訪問記者か。」と鵜崎はいかにも も男一人の肥満し 間先 の縁別 ほどえりかはつき のはづれに膝をついて 度ある 一一一四 た験 其の実験子年は五十五 つきに 末まない。 なっ 其の次は後にも つてゐる處を た表玄關 の照子とて 早しむ様 糖さ 演を

學智院女子 を待ち 常記者が庭上に据る 家合せて五人づら ってゐる處で 通 ってる 総別に る 機主 年七 腰を掛け間滿 は 0 f-ル かってい

「郷崎さん・・・・」と述女の俊子が先に認めて父の婚子のた。 とば女の俊子が先に認めて父の婚子が先に認めて父のない。

はない 錆びて微枯れて居ながら妙に頭な やうに思は ک ~ ある鵜飾か へ来てう も大名が近悔の者を見返る つせ れる と海石は此方と見返 甲高な降。「 どら O \* ぢ 腦空 طهد 技力 から たがそ な風 300 出 なし

ながら ま遠慮してゐると、 は 何處か 少し 舌たるい < 頭を下 今度は翰が トげたが鵜ち 調言 子 と駄だめ 崎が 2 0

で勝手から 腰を B 力> 「ちゃなしはお庭 自分の役は太郎冠者に カン れ、來たまへ。早く 1. 草履を持つて來て庭へはお庭へ下りませら。 ながら進み出てい 下りま :777 來ない あって 庭へ下り何處まで どの邊にしませ ねるらしく と親崎は急

< ŋ 君常 300 映 海石先生 そん です なに が と翰の注 庭下 前 駄をふ 出で ると君 意 ま ば たがら って カン ij 一人 人程 侧岸

煙草盆 と立意 たも 出戻りの俊子、 困主 焼ッと のらし んだ。 た嬉れ 包以 火が巻煙草の 所置き 汚點 (the 焼煮 様う 2 カミ を をこし 青型が どら ツならずニッミッも 焼け たたさ 刻書 ないない L 2 K カン 一の上に深く 先 は ハ V 煙店 1 たし H ~ 7 ついて灰り たん L た 力 第言 ま 0) 0 0 ラ なせら。 火" -ま 0 に奥様、 0 玉葉 焼やけ 照子、 自じ あ は す 人と共に 75 分が -0 ŋ ってい ٢ がびく 込んで 第三に 疎れる 奥様 1 座言 な と大震 家から 敷と 3 ŋ から

云心。 お父さ ん今の ٤ 戻の 中意を発 俊 を呼ぶ 6 裏る 返 3 たらど ~ 何怎

りま

海かい 36 今はは 裏まで 恨 8 焼游 2 7 2 3 を 力》 桃豆 易 知し れ No

6 なら 御座 4. 京 -12 火事に de de なこ

たら が宜気 突返 から訪問記さ 5 してしまふんです 御二 なんぞには 私 御心 はお會ひに 玄 なら 去 7:

> とは る。 22 照子、 L 何党 何別だ だ、 ŋ 緣是 0 衛行、 まら を踏め たんだ。 一 い事を大戦 たがら 照子 川でて 野 ぎし +-冰 質是 7 た (D) 0 る It 4. 協た Till -C:

幽かみ もう んで な 直管 から \$6 テ お子よ。」 --ス でも オレ 照子 しようか 私今日 は類に \_\_\_ お午は チ 1 力》 教育に ガ 1, 金

行ゆ 乔? 今时 氣部日 Ha

ねえたい

を におもりだ K 翰は緑側 かし 出 た から にやうな風で えし た ら一人庭下 0 駄た を守は 鵜う 場崎君、 下元 で島渡衛 に降り

日前三越 捨置いてた る。 へと行って 其儘好 が取動 p ら自木の と持つて來 へ計文 たに 方感に企 方は ま 吹きながら つい つたが、 た へ気を奪は -置"で で 0 先方へ送る紹 6. 大川春書紅白い 大川春書紅白い 家か 庭门 1117 九 0) が今届 植态 た。 込を認 燈气 此三 焼こ 4. た評で 一程を記 の真然のおる 1) 畑塔の (2) [14] L 緣元 方法 あ Hî. 75 ガミ

「よく記録 兄さんく もあるれ 物品 李 と改めんとい な敵付。 明二 子 力。 当 2 學是海常 有量

> 小吉 反法 學》 に を 校舎 も く で 後さで 々く 何能論えるであ な歴 よく そい ある く様に がば 口食 翰法 な から の年は が、外流 1 處言 俊子 ち 1110 ない場合で い様子 ので、 七く快活な全體 と大き過ぎる 戻の姚俊子 ŋ 30 辰 は父親そ 美人の 北北 の照子 - -も家中 0 M.S 八 ₹ -|· 九色が から 20 何免 方に数 17 3 神流 越= つく 7 3 れ 聯 とは ば親城 なく陰器に し残ら カン 自为 た共 IJ それない 2 13 のと髪が ならず 元是 創館は 1100 45.7 れこ 恒常 订. 年吉 额言 金 俊丁 から 介公 根人 少さ ずづ 行的対方 缺二 性の 7 てる 思さら よった で限め 体党 とし

双\*つ  $\{\{\{\}\}^{l_{2}}$ 好人 田後した途中汽車のなりの数年大は朝鮮へ対 俊丁 は二十つかれる。 なっ ま 规 たの 供るの 時は或者 1113 管學士のた人に 私立 衝 粉 3 院全 俊り ~ 姓 なく 3 質に家 たが

擬 ス = 當等代 應ぎ 原身ヲ 以為 テ ス 所ゆ 以為 ナ =

眼がん つたの ある玉 じろ! 大層涼 訪問記 な 記者は落款を讀み 見過 髯をざら と云出 さらな して 何答 の飛瀑と波濤 カン る道宜 一な話が 擦り が で矢張先生 服が 題だ 一の双幅 鏡 7 は を 味の 力。 から け をば 問等 7 移 しようと剃 15 かっ 容間を き 2/2 る け が K 75 7

0 V ح れ あ なた、 私で 1.1 な V; 私でが、 先生

は 7 ア 先生生 0) 先生、 れでは今の人で

٤ 中东 0 塔なの の天 下是 は 王智 とらに放り ·長恋 0 つぞや常手の で真直に 五重の して忘恩 しく其を 行くとぢ 塔が を攻撃し なら 0 書に注 徒でで Milit あ 師玉木紫石 れまし ŋ ます 分かか た る 0 出灣 た。 :5% して あ -事品 お んるの感 熟は を やう Ŧî. 海常 重新谷

院女子部で 中途でよしに 誌しに 新郷に を一見み時じて、二 たと がで出て だし、 を 後 しも 石芸芸 所言 0 10 を 要點 くいくと話 事是 開き くらでも有る答だと命令さ を 見えて 四來意 の談話は の御題に當選 だきた は結婚がありき 運走なが を書取 それに 0 ٤ 7 訪問記者は しない老人、丁宮と 令性疾病 なく 0 語判なハ 温滤 た 大抵にしては 主人は畫家、屋 つて し 石艺 なんぞと稱 が二人あ 以來流行は から近頃發行 仕 カコ 田尼 な話だと 7 ŋ た才媛 る。 丁度鵜崎正石 はその編 す どくそれを だと 礼 イカラ やきも 行 0 回影滿 1,1 ch 切 補引者からな Z す 7 折あ · EV 1) な美人だと 业 り上げ、令嬢 る から談話 姚拉 はじ 14. È 家庭雑誌 れば 樂部と云ふの してる とんだといふ 順 記書 を 方は 來たの が座 めた月刊雑誌 座雑誌の流行 ζ, 阴心 の石畫伯 ので手帳 は 再三お H175 品の材料は 113 家庭な は學習 の談話 とは で 15 1) たが ねる 少さ 11

+

に死んだ紫石の

なぞは た

少艺 ŋ

B 知し な

カン

ば

0

なく

5

な Æ.

きす 前

の海石翁もすこ

L

面党

喰っ

「玉木先生 崎に問 なっ こと記す れ 7 憶 確定 カン 0 鶴崎でき 岩崎 憲は、 つきり 家 文子細らしく 質らに 御二 43 所残害 82 處に 見み 北京 て居 至 ち 4 ね オレ から

敗の眞中に突立つて、

只今の訪問記

此者に相違さ

や、これ をし

はことが

临江

突然仰天し

ME

た。

更

担

た事ば

力

1)

な

置が 波葉 ij 玉木先生 きま る 南 きる皆が やう やら ŋ · j-ない話官 W な単 思熱 何是 をす HE 年第 力で 御作 な 41-0 海流 Į. 調賞 子で 3 を拜り は中気 益次の 服を 折々子供に字で 相ぎ 粉み 應為 度よく 海常 fi; ク)

阿さ しい普前の出來榮を調 島と す。 者を玄闘へ送出し de S 溪と云ふ字で 計だ いてゐたが 接待煙草三四 學、贩 ]-す を に收め ですか、 が Sp だ問 造 流流へ 突然 殿は大かい す。 務時は んやうに。 た後客間 本党なる 者も 頓狂な黄い際を で大なな 門なれん 遂に断念し べる心と見えて座敷 大宗 字で た後 新 へ戻る 4. 具なぞ彼方 の執事然として記 0 やがて 間度に たと見えて敷 い同じイハ 社造 出たして、 1/1 手帳をポ かよう 11 かっ 時々人 焼谷 は新 1) の問点 0

年間支援 が は から でい とが か上手でも 何态成芯 \$ -6 知した 0 が あ 海 は 常信 か 功 もさう念に な店 一關に でと幸水堂 な運 -出で た道言 だ。 0) の書家中で -[ts 堂等 に身代の出來 屋と、 貴會 鵜き 0 から が骨を 上ら 顯艾 」道芸 た とは よれば幸水 たから 紳た 0 7 と差別 雨な 折を ま 1 40 つって 屋\* 海沈 11 々く 玉木紫 かよう 石光芸 折衣鄉 屋や 红 船ぎ 離決 肃弘 15 株 な うつか れ して 小紫石 学がが 事かって 話信 5 賣買 企業 が今日 による 红 れ 本思 他な 係 柄 な V op 3 と内山海石 82 づ 0 ぢ を かか な ~ 關係 0 行 れ ٤ 0 父を何 やら 海流石 つて K 何答 is 7 な 82 7 お 6. 底, 盐% 事品 L 電気

乏臭を 石艺艺艺 ては、殊に富士 あ 仕し ば 幸水 世 ででいる。 かけて居る。 7)-此三 追 幸水堂に の事動 そして れ アナナ る。 家を持つて 堂等 家を持つて以来独立 實際金銭上の事 付 弘 杉 J. きさ 仕し 蔭か 事品 ま な 海流 が す 象からむ ~ 宴か 石光生同樣 Ł ば 不少 崎さ 事员 何怎 が は海のい < かや 75 知し

さう ば is る商賣 < 人だだ を貸か (+ け 鵝崎され して -6. あ は ( 月子 れ 0.62 中 太 カン 流行に 腹 け ば 13 處 カン 身代 IJ から C. 南 を な 3 > 1-0 心言

とおれる して奥 鵝う 相対手 は 地ち で 度跡の かられる と後子の 顶 所と 0 話法 がし りがけ、時間は 1) 出官 20 3 た 茶の 0 0 再なび 間ま 11 C. れ FI C 立是 F apo 展記 今で見る < 時中 性さ を を は

鵜う 川上 がかられ 道等 あり た た カン た は ま だ が 岛次 1) ぢ معد ts 6. カン

はござ とを 氣は以外 鴉う さら **崎さ** 0 T The state of 主 す わ 111.5 i. に乗 笑さ \$0 作電 から ま せ 昨夜見た 鶏 5 水羊 カン 先生別 は金 胸道 \$ .2) 15 H175 蓝色 御 加善

先生

は

71 なす

0 何交

东

唯空 置 さら だ 30 زيجد ま ア -4 5 あ 造やん ょ 逢 が たら ریم 0 -) 经35 本外党 L 什儿 打きた 事 で す

ま

ア

誰に

から

cop

た仕

さら

安全 北溪 夜よ な 店等 0 け な 同等 様っ 下音 げ IJ ち 物為

भेगिरि 110 落言 3 き なら カン 支 t3 41 奴っ だと 私たい。 思蒙 P 0 雲林堂 7 20 た h は 素と 人之 y. 同号 様う 15

商品を な 道が見 賣 確さ 0 屋中 ts 事 た人と T 0 來 7 入院 な Ų×. 0 11 30 30 15 考がんが 0 私於 る 祭がい ٤ æ 8

何だけて 車にの仮 き 知し 返完 こたじ 鵜う It ŋ 好心持さい 中爱 事を 崎き な なし が 0 は は死禁 は南水堂 東谷 82 が いと鵜 75 頭 なく 幸舎水す 過に 0 p を 22元 临· B な 言い 眼め 馳は 學等 のがする 0 物息 を 4 さ た。 O 閉と 過其 ん。」と は ガて 鵜雪 と幸か i 3 B 3 が 町等 學法 うと ま 72 は 0) 呼上 るる。 0 0 させ 順步 9 ので見ても更れない。ない。ないで見ても更れない。ないで見ても更 iŦ حهد of. 資源 5 0 を見る な風雪 やり 癖 向も 電で更言

球~ る。 歌 東等 物な 鞠! 2 新少 報 20 酬品 ほ 勝言 L" 引等 せて 負 が 凡皇 あ そ一 る 废物 殿 面言 計世 界か 批"に 野球 F ij から 家らい

好い たおける 間边 下げ 石蓄 0 たの 0 れて 女景 が 0 Ci なませたせい 大生に カ・ 虚さ 中等 -( 7 13 一居をし は唯輸一人 事じ 本々教育も どらして は御歌所御題 0 れる 猫をの 人で ŋ 子三 何答 中菜 Ħ で は今日 再為 俊片 な K 常 カン やう 婚之 政と 其後夫の T き 15 0 人を除く 取扱内は子供 32 ŋ わ いそがし は 0 をば城 10 働きも けて人の好 一の餘暇をば た頃ふと出來合 7 C け 世 V なつ は 出 op る めて き の身が 50 母はの 一戻だり 0 俊子 る 募集に 東京 D> さに 分ら ない HI.s ap 0 が何ぞ ٤ 代於 外張 15 戾 女の事 と云ふのはに萬事一 に入選さ 短いの 相談 粉藝 が 82 かだく 來で 0 事是 考於 無なな なつ れ 派と智学には 日つた下宿屋 op す が、出で を する 0 5 と無上の名響 L 7 3 よく から 背に た が教育ので 4. 一來てくる 15 市菜 0 0 の母親 と 心意 事無 生物 外をは ついて なる ま 0 ま 4. は歌を 捧ぎげ はなって だ し 8 た つった から 0 F19 ま カュ 0

町に邸宅を構へを急がせ慶事の 紹る人気 大きない 事じ そ 5 の三女蝶子 0 をして あ 袴はか の 慶! 借か事じり すっ ٤ 着" z)> ٤ ~ 0 使者に は早速海 た を ŋ り金を蓄め 丁度 大智 ۵٠ 0 が今度 質が 小龙 遊室 四石翁 貝類 正 0 6 込 翁 は 6 翰かん 2 ٤ 20 行先は こ云つて接 0 だ 花装 老官吏 車を 嫁に た紋付と 步 巢 紫鴨〇〇 い問知 0 な 0 古書会 ع る 0

谷<sup>や</sup>で つて六拾 幸ななな だ 幸沙げ 5 向等性 いて が L ると て 路智 水す 15 李 4 食事 なく 性語ない 發生見以 鵜う 間第 が 堂を ろ 大淮 遠信 崎さ 其子 & づ る 山道 3 短影 昨ら 0 なく 圓湯 は 0 6 颜馆 ts 翰か 先生 夜 李 用き 0 \$ 摩を ζ 雞馬 Ho 0 7 1= から 4 0,) なつ 鵜き が暮く まっ は あ は 事是 が 10 ず 笑出 哈 例む うて 晚 L カン は今日 偽き物き ら 7 礼 さら 0 0) Ì 先等 白で山え 1th あ 處さ に心付い れて、傷崎 るる。 7 話は かり に話 0 代がけ。 22 相よ かい L 事を 2 自当 飲っ も始め 公の 取出 0 かい 出光 手心 75 力 日分だに 鵜き ととさ まさ 10 あ 4. 次 す 名な 崎さ は二 Spo 使 5 7 11 れた 江 ば で が 又昨夜下 たがけたいたがある話し 海流 から の句 燈点 何 秋草 かからなき を 办。 れ 火が 7: 0 カン たの 日ひ 7 かま しさ 7 は から 來くの を あ

を

カトオ つて 党を 家売ない 0 . E.S 人 dy. は 海流 石等 翁 庭 事亡 0 -のを見計ら

態度、 B どう 4 派たる 7 む 其是 幸舍 op 东 水す ょ 0 0 逸を見り 儲2 ŋ 堂等 かか は <u>-</u> つ 寧ろ家人に對 処時 海流 て L 海流 11 4. 耐性 を ら 此二 間整 同是 1. 生 賣った 5 は

鐵き十 無む越<sup>c</sup> 地<sup>t</sup> メられた 暗なに 彩に潰る が行 わ b L ٤ 金えを 金克 る たや 17 0 T 0 たませ 指数 5 入い 網っ 20 れて あり な 環か 0 3 破出 下げ 1) をは 羽はか 贱 織り 弘 ね。 玄 20 る め、観光 知 しし せ な は塩質面 のが物言ふれ ٤ れ 4. 2 腰亡 n ない。 煙在 なら 杭らの 角に、 草° から 織 二三年沙 大をいた 0 如是 結果を対す 角を指標 きぬは 度校人 種品 前 15 不言 15 金克 0) 无 時 形 生 思し 到 0 上きが小された な課む 押记

と見える。 張す 木紫石 堂に内を山まれている。 買力 商品のう 中六番町 U 0 を文年々 た 7,1° V 0 0 ٤ を は居を仕 年 及名 向也 幅は 不能 0 H13 0 ふ話 御品 き 地ち 上尚 用性 石を賣出 L がい 以 所は 方言 げ 7 あ 前艺 0 を話な 7 22 る 事記 は さら 今年 な L -0 ケ が紫 出法 0 -6 たと チ は三都合 な古道具 750 同意 石蓝 成" U 〇〇病 0) 本学水が 殁等 れ J) . 11 がそ 厅中 红 6 0

すら

世

小野鷺堂風

+ は

٤ 理する

口多

日午飯

す

俊山

子

切:13

親村

15

錄行

を

の品物

水引

を掛か

け

暦か

を見り

出

つて

0

と見え幸

の年生 を現さない。 却つてこ 通りは がかで 連込むことを 引張 日報を 1 い。不岡向ひの蘇地から用たしに行くい。不岡向ひの蘇地から用たしに行く 外心 る。 つて來た時呼ん 避ける 呼流用 内: ひと、 暇なく 證. んだ小花と からも門口 く顔を見ら 存出 る。 いふ銀杏返 700 からも姿 然かし、 ~ 汁粉 れたので 屋や

の窓 5 るでせらよ。美登 「自分用で 停立むと、 小花は 76 いたげ い小花 立寄る。そのひまに翰は四 家へ行ったんですって。 ŧ せら 君就 男は家にゐるだらうか。 直様立灰の 里り か。」と氣輕く小花は分松花家 さんへいらしつて待つてたんですつて。もらだき って來て、 Ŧ. 間立郷れて がき節

だ。薬者家ちゃ 「富士見町一僕も富士見」「え」一寸富士見町まで。 お前も用足しか。 僕も富士見町には用 があるん

くり もら 「鵜崎さんで \$0 上地の数者 どうして やち 教者に 知つて の間が始め かり目をせ 家まで ゐるんだ。」と翰はび 知し 8 6 7 0 れて の筈の鵜崎が ねると へきく見み

> 可笑しさに意い 7 3 外千 んが富士見町にゐるんですもの。 ほ、ちゃんと知つてるわよ。 につい我を容 小花はび 調子づき、 つくり した翰か だつて私 直管

7 0 姚江ほ 3 る よ

2。待奇

目にかるツちゃ 「愉から 鳥渡私用が 快台 ツて云ふ 南 のつて家 のよ。 へ行つ 御 神存に 0 池 5 昨日本 Ų, 2 \$

か。 「何、鵜飾が愉快に・・・一人からいた」。 話れ カン 一緒上

化さうとしたのよ。あ 明月さんの めて か 翰別の 誰な 気が から 力》 一緒か。 つき、「唯鳥渡外で き方があまりに基し すっこ たが \$6 隣の家へ 物党 が がお宅なんでい は類 お は お見掛け 6 鵜崎一人だつたの せう。」と急に誤魔 ŋ V なさる處を見 0 10 小花は始 L たの よ。

き歩き 用があり 立言 ここと小花は辻褄の合はない事をい 人目を憚つてか忽ち連で 何だか御所改 別るに 和 は中電車通へ出たの つたからすぐ節つち ると、丁度折好く に教者衆も いの六ケ敷 來ないら 來さか 6 ま V L 御相談らし くる電車を青ひ 翰は流石 41 つたわ。 やうに ながら北 雪鬼 ここまで間 私智 かつた 0 11

> に思ひ付いた事でも 小二 つていき 物は暫く茫然と電車を見送つてゐる中何 花法 は なり待合美登 のまし逃るが 里り るら やう 門口などな しく再び横町へ に乗込ん

かは

へ届けさせ 町○丁目だ、車屋に鵜寄さんと云ふ人の塵 れこと帳場に坐り込ん おい一寸用があるんだ。紙とにとをかしてく で、「この手紙を富士見

外を川たっ れがの思い ねるの -V ろしてゐたが、これまでの勘定が大分たまつて まり 處 きなり鶏崎の家へとやつて 返事を待つ 6 唯今草屋 周圍の人の迷惑をかまはない やうにならない事があると、 主婦婦 神性ない 問を見ずい は酒も出さず碌に話の相手も つもり 性を使に出 我儘一杯に育つ 怒つて其の で薄暗 した 來た。 い根場にごろ すべ 盤またも た常は自 厄介な男 無ちない 後空 にじ

統計 た。 を引き 手紙を自身に受取 鵜崎は女房のお go に呼吸使 なす 掛けて出よう つたんです たので、 買物に行った留守、 今手紙を類見しま 700 其の儘そつと別 るる前に出途つ 発んど血 皿を

危がなか 驗的 珍取也 カン 肩か ほど 6 75 B 見み 20 は 到跨 とは 41 處き 協党 云小 な 胡常 日息 た 1 板 11. It 外ら 性 15 事を 12 رجه 學的条意 渡り 慢が つて ريه 就 造力 つて 1 0 妙なな カン ス OLY 職 7=0 共三 H 75 ら午後 iti-終該 計 書 4 は三き の時 き 75 0 L る 6. 3 男で かいち 世 道意ら 肥全 b 物当 Ţ 7 82 日办 急に 念想で 分流 置為 40 h 15 九 0 日も四ち 遠んい が誤さ cop 0 L た 4. な 7 身智機 收与 幾之人 ま な 赤本屋 0 4. VI 7 24 of 机 滅らた 横上に 0 人に FI 膝等 程度 op は 0 年势 Z 0 骨質 講答 近京の 他是 8 た 力 \$ 0 な 6. 頭 ば 打きた 全点 はら 足屯 Ti. 向就 0 > を 0 カン 机で 書か 萬法 部為 站 で を ま 運 碎岩 0 = 24 0 75 ŋ 出版 動 筆3 ン 借か والمحادة 0 今世 7 から -6 折さ 記書 710 111-4 原児 遊り 版是 さうに就と n 向恕 あ 類に 4. 8 オレ な遊戲 界か 原院稿 置 す do 0 る 點張 輸は 體育全 今日 40 解じ る 3 此や Z. 虚が 料 讀よ 中意 ~ 2 今皇 書法 ---相ぎに 時世 然か カン を は が 80

塊と人夫な 然と 打造 人 人い 7 れ を 南 X. 6. 銀売 がだ ま た IJ を of. Vo れ 同様言 真死 相係な 家に ま 手で 强等 など 4. 0 0 竹套 た 便艾 -1-2 彼就 10 V 過予 閉ら 日复木煲 ye. 75 は き 外色 0 よ 0 おかか 8 42 風な師し終り就って 気き 體だ けら職なお カン から 2 す 吹ぶ 何き椅いの < 子がに 口乡 る 力》 70> 0 から は オレ K 15 腰に -0 7 あ 獅し な 伴 子儿 居る を あ 0 ふめた 7 た カン を 機 士艺 け 当

原党馬等 ばてく と承よ 女うのな 遠海 红 ま 3 約官 8 横き風な際はである。 75 待合美 遊蕩費が 東 V 75 1 正を演ぶできる。 物な 料也 方生 力 知多 1 は 的艺 -0 が 1 一枚机の 157. 基準 S. 73 \$ 7 11 MI) 相类 足た 降行 磁管 口言 W 4. 放 から 4 掛 手艺 た。 7 L 度ど 7 1) 石 1) 7 下に 外是 3 两智 た 家宅に B 11 な 0 茂暑金が の一好な 引擎 まさ を 窓を 南 Ŀſĵ. 行 4. 虚さった 出了 吹き 知山 かる 六 付 は CF. 形 6 何先 E -f-た。 旦たは yes カン あり 5 金艺艺 動品 オレ る 親帮 7 -) 60 班 12 1) مينهز 夫が るか 風なで L 2 共产 オレ 見みて 者やで れ 逢る から る 案 雨意 どと 問告 -た ナニ 外的 第三 ij 方层 な 0 始世 11 後官 1300 女中 を 3 op 面分 行 0 野龙 此等 8 秋学 協力 iff! Ho 6 J. B 聯党 1) 玄 翻門事 カン 行やく な音を Ti そ 3 礼 身體體 調や 白に < ' 路至 込よ 4. る。 坎 な 熱光 高宏 主 0 妨; を 4.

掛るま 切完 7 \$ 大學 遊訪 0) 3. を to 事是 7 孩上 まり を を た 1110 ナニ 0 員 女系 7 たら 6. 立二派 1. V け 野星 事とづ 主 ば だ オレ 3 な 人人物 ま な 無なけ 3 1,110 3 品管 た はば 1 就 N9% 何里 銀世 7= 聯 ら思想 果的 から 11% YG 龙、 t IJ 111/2 オレ 女になった B 小 7 先生切きの

目5為たむ 娘 まり 他法 らは の一般ない 0 誘 から 8 から 缺以 待意 親為 無也 感に 111 念 懷 分が à, 1117 然日 な第 便公 何。 利 都ない 3 \* 思想 を 長え な 豫 of. は 0 4. 想馬 3 た わ オレ な 刊作 -}-る -6 do 3 4 ٤ 船 時事は 却次 婚 7 なご かい 1i が 15 0 喻力 ら 0 介意 かい は すっ 6. 供にか 時等 心力 III. 75 社 کے 新された ょ ば 唯語 は共 1) さら 2 31:2 此 82 不必 家办 B がえし オレ がにつ 引息 カン 6.

松等 清なのかままに 0 市で乗の麻婆の なり 0 展出 7 横町 汉系 (2) do 1) 6. 古川橋 書後 11 如前人 小 · 通过 器は カン む 老 3 進 北潭 川潭 孩 山蓝 L -۲ -> 門等 あ ま れ 行 谷"芝作园" 0 11 11 0 な 1) 村溪 遠道道 111 則對 ま · 除 地でし 1 die 1/15 格言 カン 肽性電影 幾分 2 172 たい 1116 オレ かっ 红 领信 なり 廣等集 「唯或日 なく行れ るる 4113 8 111 1117 1275 C 分言 75

間ま

央

近草

信號

兵心

رچ

5

15

力語

居るの

b

ん。

な ま

投籍で

op

7:

一杯順の居の居る

L

ナニ

7,5

かりの

暗雲中等

振すに

動意

L

輸沒

間ま

屋か

天

井岩

を

13

7

散言

た學点

は

ま

23

手飞 6

取上

n 12

10

カン 1)

る

\$

Z

斷污

定に 果は

72

る

0

度とる

と段々馴

染な

K

な

れば 崎a

必がながらず

食物や

物秀も

時とは

計で度を指記三

0)

40

U た る。 0

る 届さ

なく

1)

見みが

カン

4.

7

大高

儀言

15

华等

\*

起誓

して

115-

と 事を

K

な

2

6

82

中意

又きけ

日本

圖影 鵜き

Z.

遂に三

Ho

0

馴な

鵜き

時かかき

1 J.

枕元の

水流

子儿

を

6

一十手

を

延品

取さや

度とつ

FC -0

36 翰儿

れ

7

其そ

夢ま

た

4

1)

L

しと見えて

階中等

は は 47

夜花 どどこ

0

10

3 行い た

歌なった

٤

呼よ

んだ

目的

1+

(土

カン

は

82

力。

2

ま

から

V:

翰な

座さ す

酸に

-)

of the

1: 鵜うぞ 先章 お 連了 3 立た オレ L 窓に 3 下系 7 頂堂 40 かたた。 戴 1 よ。 女艺 彼っち मध्दे から 12 知し B 3 4 小二 ま た 花塔 せ

全意い思 思なではこ 林り自作あ 崎さ 人と 女然 L カ を 小 小座な 端が 場が る。 6. カン はの < 出官 H 同意 رينهد \$6 は式 來會 5 U し女を二 始終 75 る 済す 71 ŋ だ つるが合うが 心がない。 Ch 氣言 け か 丰 カン ま 事是 交生な B ぎ 默堂 が 度と際で 小二 勤 -\$. ŋ かっ 0 4. B 花块 30 の事をら 7 脚を言 is 苦 1) を は B 謬では 出产 又た 味 そ روم 7 うな 妙常 す 又ま な たと 0) L る 1) 後、かなか 時雲 何笼 7=0 Ch. れ L 寺 な が過ぎます。一度とせばな iř カン 見みの 13 4. が見し 縋ら 115= 金 ぎ カン た が ず其そ 临 花装 居る ŋ 饒至 オレ ٤ で ge 外か 自じは た -0 カン 0 ま 不 オン 0 12 5 酢\* i お記りを迷れている。 思し -0 HIS 興、鵜 た 昨常最高た 説は 1 4. 15 珍さい 日本があるで 武になる 0 4 弘 L 妙穹 間を座す豆と口と 穏ない 気は隣に

亭、 主 が cop 晚片 0 輸売 て 数 水\* 始是 歸然 内山先 ٤ Int's 生だふ 時宝林 御ご 子儿 息之 党等

世

5

£"

2

オレ

ŧ

7

御

狮

願铝

77

其

感だに ち 胸背 賣 iEまび 女言 底 17 般是 dy. カン 課さ 歌名 に割合 消 7 は す 遊 行 た 溫幸 1 嫌 力。 6. 柔郷に なく 思 な が 1 澳湾 な 视し 連ね 死と 1 來言 な 角 怖る 2 此二 を は ち 谷雪 れ Ti 易い だ け

万を見る い工で見る 終込んで に気き 窓まい 0 败是 上台に懶っ 間影 花蕊 た。 0 7 燈火 薄? 0 が たら HU 然か 火 際名 辆守 がら 高な 心し好風 と遠に ま とで を ま を 1 = 活る 共 き L 0 快喜 却な p 通 6. 6. 香草 3. 700 H 迪に倹約する。 5 製造場 窓 して持 0 をが近 て また な 7 被記 Big an る 烟头 唇暗く 6. 九 中意 の 子。 眼ら 持に つて た座 耳を 行言 る 15 を 態う 來た銚子一 電燈 から 0 7 そ いかっ な 1 な ま れ 0 () 11 加えた とりま 月中 n ts Ho た 1 دم (" から 半分が動 心 5 ٤ ば 3 本思 L 燈ががが な 際さ L ¥, 標定 共き 振ぶ 6.

> へ 藝竹上京者や ts 御湯 目め 0 た。 1) を 翰之呼 掛 鵜う CX 0 寄す お 馴なや 御站 が がはれて 家 William At 歸か 第二 を同ぎる 0 た 呼よ自じ 時等ん 動質 J. K 6 事 料等 は FHI 1) 騒ぎ 白芽 を 時過ぎ 取前 客 美光 43-で 事を登さ 登りに あ 15

書法 流 愉いいい 亭にし 筆さあ カン な まで だけ JE. る。 らから 主族た うて 6 K 店等 引擎出た 日に設定 (İ to 0 ر-٤ は (7) 開業 唯实 無也 1) あ L 4. 無理等格子と 内意事を 城市 不亦 そ 告: 4 7 ま して 理算が長を 僧は て共 U だ 测了 0 0) FIZ 談艺 開 鵜う 大た 勘沙 五. 理合語 質雲林 災難 明かの 判だに 0) フトナ 红 切片 拾出 を 1173 弘等 な交渉 次? ŋ 却か 間分 1110 け 前党 内包山里 L ほ 0 事(2 用意 掛か 堂等 話点 力。 どを \$ Ho 御三旗陰 カン け 7 家厅 が 0 Es 鵜う ī 少さ 付家 懷空中 午前編 1) t3" かい カン 力 崻 に欠の B る損害だと 光章 0) 法 す 丰 0) 行と 島路温 涂守 拂沙 崎さ る 谷谷 0 ア 1 HO 行う չ 銀厂 7 つ は 雲林 議 どら 後よ 看枚 早等を ∜" 0 何なん 再な 行 7 置がの 前点 た處に 思蒙 無む 勘定が 堂だら 36 を なく 邪" 預よか 前岩 2 0 出程 方等怪的 4 傷ぎ .6

「君、昨夜はお樂しみだつたね。一齢の聲音には「君、昨夜はお樂しみだつたね。一齢の聲音には「君、昨夜はお樂しみだつたね。一齢の聲音には

れたま な 悪事千里だぜ。 なん 0 / 何答 が 僕 は 白さ 鵜崎君、 山克 0 6 ٤ とらく 鵜き 临言 愉か 快へ連れてつてく は非常 梅辱さ にあわて出 た。一

快を紹介したまへ。」
快を紹介したまへ。」
「僕アもう何處へ行つても鹽花だ。君の行く愉

「え、愉快」。」

か

\$

. .

君蒙

小社

が特

あ 7 小花 か ŋ ま 緒 角な た お 7> 0 さらで 东 世 す カュ دع

聞けば 聞き知り と序主はおきに愉快の二階へ案内する ださうで、店先で は昨日個 崎は て怒り 少し用談がた 愉快と云ふ 今日輸 出 出作 似と云 L は たの 0 待合で小 なしにくい用談 はその姿がやつてゐる 部 だなと合點し で小 すると亭主 ケ 小花を呼び 鵜崎ぎ 不能に や言語 に出逢った一 郷の雲林堂 は是世 った。 容 夜 昨日端 が 非に 後でで 待会 ٤ 事 ある 事言 ٤ 鵝 を

て來る。

らしく見り いると先刻 地へ入ると、汚い下宿屋と小さな質屋との大通へ出てから斜に向の横町へ曲つ下水る。 立つてゐる古びた二階家。然し柳を植るた小門ない。人ると、汚い下宿屋と小さな質屋との間に ٤ なり 船 板城 から翰にか せ とに表付だけをどうやら 2) たの 小花が ががな 女中より じり付いて、 ち、愉快 Ŋ 4, -先等に 斯か る。内容 5 斯湾 出 0 7 持続 は いいろ き

中をぼん、 直つてし 階かい 苦笑し 内京 上った。 川書 人と たがら さん、よく連 ま ٤ の叩く様子 たら 2 たが、 Ľ ろり そ れ 鵜崎さ オレ Ł ア 海はくと 小三 て來て下す 協にす 花装を 情情な はいかに 睨 2 0 カン た も迷惑さらに 0 3 ながら一同二 1) た 御二 鵜 う わ 略言 ね ががん の背もあ が

よっご 高なるでは、時には 遊りび ح 呼响 11,= んだが 飲ま 0 祀 土土 付けけ は早速自山 た半熱に けると、 地 たま 話は 妓で んだ師 もせず、借り のにもす 本 ょ 0 紋 て容 た 7 た 0 電話 さら op + ぼ ぐに دمه -[ た け な自動 八 な Tin. 出て た 0 力。 を け 粉念 翰完 まだ間 重 0 ち 0 0 やう つけ方。縁 裾模様。 脏 , C. 相方智慧 やりとし 場は E. な様子。 から選問 な 第 4. 酒湾 丸変

抱ぐ に立気を見 遅ぎ が 0 やぐば 7 て、 ま カン L と待ま 6 B 0 7 p 鵜 妓ご あ 力。 して つと一日上 心と思い なた。 崎は始終ひ つて ねたら 別るに 红 1:30 どうぞ彼方 礼 渡 する 强 かへ目に しく ぼ 2 うらい 座野 位於 よう 座を立た なの ركع يح 一門三 杯 た を、今日 が 小 花法 4 湧わ た。 71. 小 女中は は輸もそ 女中は直に 女中 を促され が は

たまる のできなり ですよ。」と命令するや これさん突當の三種ですよ。」と命令するや

事じ た だま チ CF ャ カュ 낸 1 ブ憂を前に 上き ま 色出 82 氣 力> 7 红 なく です りに 無遠 つと立法が 別るに II 源に 驚 やり 風か 學 游戏 た様子 いをす つて でも た龍丸 H) 別いて た がら 红 返分

小花、闲 録を 舌~ 鵜がき ریم (作: す ts 向心 カン 3 ち ま を け رمود は は小装 ア るん 中 かち すよ。 ん。 別る 旗 實に迷れ ریم と二人きりに を げ Z. 私法 ち 0 しっと小 中澤 するよ。 E 方特 が たなる 夜 カ・ なささらにそつと独 祀 や香湯 红 んな事を言つて 競技 全く心配さう なんぞ人に饒い た課

おそくなりまして相対みません。小花さんど

をば

歩きながらこまんくと

及是

んだ。

000

事

の次

から

計

いせら

12

え、

の母親が上花と煙草盆とを持運んで來たので華 は全く茫然と姉の顔のみ打眺めてゐたが

0 10 かみさん、一昨日 勘定をし に來たんだが、

なり 悔は主婦の様子から目を離す事が出來な ぎょ きょ らさら る。 のを別合せ れは、頂 立婦は洗明しの浴衣の胸兎角に引きは 、あんまりひどい・・・。」云ひ いかん。 かない 此處と白山 す 0 やらにツて、 よろし Ł と兩方厄介をか VV 昨湯 日 んですよ。」・ ながらも鵜 口も旦那か 0 7 わ

旦那が かる 「美登里さんの お拂ひに 方は昨日此方 なりま ながら、 カン でら電話をかけて

どの 知山 る金ですもの いりま せん。いくら掛つたつて ムつたんです 随分呑んだやう 打捨って、 お置きなさ 私書付を見 だから 」かっ いまし な 旦先

がやな 7 紙入を取出 から叱ら かっ せめて れます と僕と 此二 處 がだがったけ ほ しと云ひながら端 3 à なた御 よう

> 又しても一昨日の小花のさ けた姿が鵜崎には云ふばかり 後 さん、 をして首を長 その為め 0 ち いたの には自然に半身を後へ反し片手を一人を持了段の方へ向けて母親を呼ん とオー。 其の拍子に胸がぐつと引開 ことおかみは突然大 ま まが思起され なく艷麗に見え、 れる きなな 0 6

母ななた。 何にも意氣地のない氣の はまだ丈夫さうであるが眼 母さん、御勘定はみんな昨日旦那 12 え さく上京 つて 來る。 きか 0 なさうな姿さん。 五. 旦那がなさつた ょ 十前後 ぼくし 0 身體 た如い

は紅人に手を入れたが拾頭になない。いろく一世話にな 折を それ と思想 ij 75 がら ちゃ、 ひながら己むを得ず一 お これア勘定と云ふ かみ の前へ差 たが拾風札ば 行けけ たっつ 一枚引用 たから。 わけでなく置 かり して二ツ 75 。」と鵜崎 で惜し 4

んな まア -3-K 2 Ħ ま 戴し ね えっといたど いて見てい あ らこ

んだ。 昨時 え、母さん、 それぢゃ 一とは親は下 來なかつたから、今日 中分松がいたどいて半分花 島渡電話をか 降り 32 17 \$3 カン み 所言

> 「毎日お午時分にはきつと 親し氣な調子 遊幸

Vo すよ。 B よ。 御ゆ 小石に配 今だに牛込 その歸 つく ŋ りにはきつと寄って行くん の御師匠、 なさ いム 髪結さ 玄 さん が な 來るんです V. 行くん

電話で話: 親が大きな戦略はい 「いや今日 だよ。 を 7 な摩え -4-办 別に座を立たうとも は いお待たせ申し b () それ るく聞き ぢ や直が ち や居ら て置く (" 拓 なか ん。」と云つ -6 3> -j-形设

を聞きながら鵜崎の方を見た。 御號 子 李 け ま 7 お 力。 み 電話 のは

H.5. うち から 中もう それ 23 日湯湯 んなで一緒に ŋ がき や花ちやんが來てからにしませう。 ま れてしまふから今日はまア おかでで 43 何意 3 カン カコ 杉 んな御行儀 ねえ、 鵜き 稿時さん、 のを食べ

音がした。 さん旦那 は説が 利用製が 時で二階 下りて行く その 明ら やう より F11 來雪 カン 時等 孙 はすぐ 子に 0) 供注 林江

りま

に謝罪 に個等 た 何语 (2) 主 0 1 临をこ ある 75 か議ば んだ御 が、 の発生同様 たまず 思蒙 中夏 丁度生 迷恋 U L 惑な of. を 7 カン 不調法 飯 it 40 to 用等量 な待合愉快へ カン な な い小花 け ŋ なつ 7) 7 13 がるた為た 市家 0 て、 譯が 察院 で雲が do 御二

もら 何先 馴答人 女中、端 明く音に丁度其處等を掃除 い調子で、 心事が 0 た線衣 0 裾を下 L B 7 世 ゎ ず

早は降かっとあ 5 ち 小 いら (案例) きん ね 今は日 馬牌 社 鹿など とこ 女 事 渡 7 1/3 を 712 電話を \$0 7> いい さんに大急ぎだ かみ 鵝う さアどう 帖は なっ さんに 今日はそんな事 ~C. け 11:55 馴究 ま 画気に 」とすぐ 2 用 が 作ある たから ね あ る にニ ٤

ま

13

0

0 る

と見えて

障子神が明放

た

泥岩 た

水粉 の年亡

元より

には

度り請 - 1-

の時まで数

れ

ばご

年況に

處と

カン

鵜崎さき

は

不多

間と

何気な

れ

L

7

E

V

病

氣音

X.

カン

7

た

彼方ち

此方 かかかり

方

五上

0

來る

様子

音だ 7 ま

す

0 V :

階が

Pまだ掃除が

---

六

から此の

では

頻言

或数者家から吉奴ところい此の間まで 妹

此の

問意だ

まで

好き

の小

花袋

同意

U

前院

樂的

城

H

た

南

る。

\$

0

下海 はすこし

降於

ij

行

が哲く

。」と女中

果氣に

取ら

れ

7=

cop

5

75

四次的 知しら 片ない どう 付け U. ぬが を見る ナニ ナ 为 鬼に 廻き す 1:5 あ 何容と ま つて 御分 水る主婦 雑言 遊光 なさまが日に 隣を お待ち 返り 0 一型には今朝か 扇か たせ 際に鵜崎けび った後をそ 申意 まして。 阵雪 0 ま 夜~ 0 لے 3.

な ŋ 先夜はどう V してそ 0 手を鳴き まア仕様の 5 と 座さ なこ 沙 いわ 煙草盆 れた。 も上花も \$0 金光光 3 it 周歩

血色なく 章やて く失せ なる此頃の 待合の 工作合 黄で楊げ 細匠 身改 く見える浴衣の 面がって 年も 藝艺. 0 7 染るかべ 2 怖ぐ 主婦婦 限め とより白い ら三 であ け 朝寒に 7 L ٤ 云の小 縁宅の ĩ とさし 小 音ご 青黒さ くは 赦 过 が、 なし、 込みい 0 ŋ の牛纏引掛け 然かし 眉龍 締むり な 際意 が変 語れ もう二三日 複数に 薄字 が見て 幅 幅狭 つて 42 生學 何ら い相前 九 今は た丸 に居の様子。 北京 大や 色香も全 服持 よ 移葬に 一門薄寒 < ゆるみ の数に J. わ 75 50 4

小き 着な し出たあ 6 Z 身引 た打す 借金九 今度こ 0 はないます つて二派に分れ五に氣勢を張 から、富士見町 0 付款 そは一生の も度ない 知らずく の待合と被者で組合に把 0 に店を出すも 身の 輕なく なり 何意 し かをと考る HI ろ長額 近らうと 競 4. 至岩 田屋か

女をなる ななない 云ふこの T 都合なる 兼なて より いい事 た結果 步意 待合を出して賞 り馴染の 雲林堂 にな は、新 た老母を 客雲林堂に取 つたの さそ 5 で、清欠 明等 それ 収 込んで愉り た。 まで 0) はこれ には は諸處下 た 折等

も近京 白竹山克 主婦のでもな 主物が れて 虚言 方隣の小座敷 鵜き C d, ٤ 0 がだけ 崎言 後京 L があ の小花 0 ま なっ な 2 は へをあ 身み 様子 たの どう あ 力。 V たご ると 初信 て見る (美名) 0 7 ŋ -が 1: 食等 始世 **資** 南 風言 を た 唯不思議 の妹 あらまし ds と、唯た る ところが今ふ y. 明是 から 火き 40 かたつ 0 思想ひ 物質 だには 物高 か 少 さし 6 珍ら رمه 浮記べ あ な事だと 6 Ł 云ふ語 本より て気に る ぬ嫁 ま ځ L 偶然來 7=0 好きと 115 -いと何心なく差向 4. をも話は いやうに気 何三 やう Z. 気を留と 小花が一時日の姿からの寝起の姿から なく成熟 (i) do の心特は カコ なも せてる して開か 程學 めて見 0 成程があ 事を 2

拓

が

を

無為

沙さた

出た時常し、日本 見るら、マ らし で初 除に まだ を定め ٤ た。 のくら へる 82 と紙入の 理等料 ٤ 気も 約束を 雲林堂が包んで 何先 鵜う 73 れ 7 8 して幾度と 残龙 ば 数 7 崎さ 度愉快 0 家を が今は He 前先 \_\_ 五六 红 は け 日記 山來京 我就 仕し なる のと 0 拾圓 持つた 事 慢に から と小百圓残の 紙幣とを数 きに 子こ た 間か 世 1. 供着も カン 行いつ なく 程前 生物 あ 引拿 我が 7 0 ば V ? ŋ 複数町のかなせます HIT 遊車 時ま < -16: 慢な 百 れ 、鵜崎は銀行貯金 鵜崎は K 追々 福更今日 圓多 んだ L ح 7 7 し た参拾圓、 遊ぎは遺 た借金 近京 れ ŋ つてゐる 枠が仕して掛か -T と時も 幸 E D は始 大龍 掛か 何活 あ 幸水堂 八きくな 日はは には かき あ 2 かい 須用大抵 7 んど二 0 0 た 1th 紙ないれ もなく考へ 新たた 行》 事を 仕1. な 事品 ٤ と銀行 笛か 持るつ 禁水 0 か 事品 かれぬ事を か 間月二百圓に抵六七圓に って來る から毎月家 一倍以上ど の借金が 下間を構 0 崩っ 氣き 0 から から呼には がなれたやち 7 L (t B か を 引いい。 廻し にす 行的 期會 主 沙

家もら

と事を 汰な気が びた 10 かでら午 午飯は がし ٤ は ら真黒に遊ぶ を思想 知らの 又意 L 晚生 外级 0 7 る 早り b 0) 一合を午飯 出で摩衣 型, た蓮は鵜う 3. K 過す 根す 云い は 0 女房にようばら オレ 82 戻る 直管 で

屋を始むれること 分松寺 たれが、水 増まのル なく爺 きま 和だを 院自小 東北 九 -費 る 來ると、 7 つたも 行く でもま窓を 代意と大層長 15 か 家の左隣には 振动 持的 ひた \_\_^ 1 倍ば 僧さ 例と ぢつとし 0 2 思な 売さ に散々荒された家内中 思な L 0) 6 今まで 來る 上級がは は 0 は た 1) ٤ B 出梅 たら三 オレ れ れ、障子襖から型がないない -0 0 始ま ては だと思 る 7 冷な 2 めの馬面が今日は殊恵始末。いつもながらず 有様、 込つたら 飲めと から見える近所 は明月にはさし ある 100 で得て 居ら 香港 Ł 作町の やらに見えた。 1 ٤ 緒に番茶を とて れ T た。 L か ない 愉快ま 氣書 い名前 ら 型線側と る 3. 女房、大局、大局、 にも B な特合。 此三 日は殊更見る影ながら手づくね 習め 0 6 0 亦意 35 の藝者家を 活 が望み得 帯な 右登 ま わ 719 6. から な つも -カュ L 岩し 二点が 氣會晚先 カン L 6. は 0 な 15

時じをでは出っ 角な 家家 家家 家家 本語 の 入れ 漬香 中第 天気気 れれてる 易 九 ばすぐと日 彼加 が 0 電車通 ----居た轉居 百周近く 杯ば何 0 なる 弘 7 きない 3 0 3 0 味素 家をさ 銀行までなった。 0 8 15 なく て C つく きないとい 女是 変者の ・搔込んだ後娘 がし 房を 預き置がけ に行 思想ひ 呼ばび 7 H17: かう。 行いは L つた よく 鵜 た。家は 物時は 今は日 が な 兎と 6 11/2 は ٤

海かでおる

自命の高臺を とつ どと Jy. 込入つ 降物 同窓 H1° ŋ رتمد る ريع 5 0 幾い P 5 筋影 見力 籃 常言 孙 裏 並高 通 FL 力》 が 聖坂 IJ

九

土とき

0

ŋ, 藝者のよ 制度を 惑り 别言 さへ ば ij 6. 83 12 0) 士士 なく がき -) 午過錢湯 地方 ない B 態う た光は 開えた明三 七 姿 北寺町とし 吟き な が 見少 平0 髪な は足に 見なる 0 は 通信 穩 た。 \$L は自ら 15 慶應義 は生涯の再來に を の往来 ま 引發 た唯 联 办 U 新 線地 世 気も 小に見る 11 あ 7 來に から る寺で 歩る 初 60 10 い貸家を見る 一種なる。 総は 寺高 た其のなって 局か 1/13 رم Z の門外 鉤" de. しと安堵の なく 今はま 來る 付っ ない。 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 110 Ł 木魚に 日のに から、 -(" 學的生活 書を 4. L

歸か 越し 題した奥深いこ なく なん 様子 i) よく だ近流 110 さす 何完 から 領質 が 15 雷炎 寺へい 0) 他是 物き違ん 1.3 れ て行 だけ 7= ----児を 向會 北 -不 魚の変を 案外 す 内部 ŋ る 申毫 す ず功運等 が 芝型 7: る 彩 內山家 の行 麻 で、要認識 近党 來 们。 き

處言堂等で 梯性 学 脏 段だ 粮 0) 中き金 2 今お宅 失過 何 ま 「鵜崎先生、 0 ł) 丁をなって 7

か敷し 出汽 K りで 書書 セ \$6 0 ル 容 堂 て米相場で 0 髪を分ける 後家を 事に手 屋中 ざ は は ij 0 難賣り 本是 縱 を始じ 15 かっ 6 何處か を繋ぐ ばな遺 を 仲东 を まで 比节 80 31 ž 老台 op 45 間第 出たも 服鏡 儲ま 羽生 客筋 船 カン 0 書は出 めて ge 内容 力方、 事に 織 なる け ٤ け L 然か 0 た 入婚 は を 今では 石炭を変える。 \$ 年亡 し古人の書畫は カュ 0 L のを資本に古本の時機 が、す ない 私行 れ 旬 け 0) た 激品 雲林堂 7= 明言 0 處言 案 全く 様子 は から る 素人だから が 如言 から主 中意 板坑 や夜よ 却か あ への書書屋 に成功 から 0 際線金を引 生生 114 漢事書生風 本元 は鑑定も六 草村 平郷邊の古 で唐物化 拔的 大當 Ħî. の片手間 新進書 き 加 とば 0 種はの骨の なり見み物 ŋ 種類 力》 3

40 0) あ 出 事 が 銅古 實に け たんで 2 E た 4. す 日的 が 0 11 あ 尾や 方 7 ふい から 0 ま 活法 方いから面倒臭 をなった。 か手合に會つち 0 た。 **昨**意 向物物 買う は談 原語

> 此二 カン 0 参えいい オレ 0 収片 0 來 7 間 って ま 勘力 を鵜崎ざき け 辨だ 來さた なす た。 吏 世 i W 0) よ。 前さ 0 I. 孫 出だ 然か 3 雲林堂 L 秋ち 何先 袋 先党生 彼か は Ų, 0) ま 人い لح カン を発出を 15 7 \$L どう Z. た 先发 ま ぞ 取記

> > ま

先生に對き 企設が 70 45 欲は op して 6, かる オレ 何だだ b T 兎と 4. カン 角言ふ ti 誠意 北 にこれ 骨折 のぢ だ 持整 دې 0 から t:. な 恶認 0 V. 然か 唯空 內容 し僕 カン 5 111 % II 15

せっち 牧四谷 谷のようや 參說 11/17 0 吏 B 4. 0 一さらで 随意が け から ぢ V . 4 ŋ حقهد 7 7 かっ 40 رجر 输" 学がなとし て全く信用に 0 待合 商業 打的 Ł は 5 頃 カン す Ħ. IJ 力 7 K となっ 圓金 ŋ 一ツ戦食を 遊 ま え 向單 をし な た日ひ の書 手で 先法 說 th ٠,-た處で三 ~ (I から ば す ま 0 のよう す。 C 力> にや あ 30 カン せ す 7 前是 0 ŋ 1 カン う、 な 江 から なア 々で T 玄 ŋ دمد 双點 牛乳 77 す ŋ オレ 書か Ħ. 0 単で 私なり ま 此 カン 六 \$6 4. 7 to 即 す 6 件范 百 0 0 小 頂がけ 土也 遪 私な 頂にすか 次? そ 祀 軒は カン 0 見み ち 2 0 b 0) 利わ 4. 李 町かか 待京 事是 12 小二 6 cyn お な事を こし 當等 は 石台 T. カン る 当 す 川方面 だけ 時信に みを見る ら神樂 5 L 7 40 気きを 初芯 が ま B 0) 力。 先艺 ع --j~ 专 80

夜よ内容 化店で 繋をや 0 た男だけ 10 B 口多 カン B 1113

TI

0

は

オレ

は

どら

电

慎

な から

け

\$L

ば

なら

L

8

4

た。 歸か そ 午生 カン つ 鶴崎さき 砲 步 0 る 0) が 夜よ ま 饒も 0 0 女 鳴な 舌 郭色 \$ 7 L 節から ij 义系 變だ 7 初 [ri] 1/2 出意 泊量 家? 時等 5 L んなさ カン 時也 歸 たら 自艾 近京 緒上 思言 ٤ 山之 \$ 灯 15 切 71 TS 0 13 が ٤ 鍋生 から 75 -) 小二 4. 7 を 祀 の特問 0 が 7 まふ を を 馬哈 鵜う 行てば 赤 た後今日 道路 /[\ は 祁思 を V は

は

カン

4

Š

少さなしいこ 翌朝九 見ても 喉どが 思智 我和 出<sup>で</sup>は 入い。思 うと は今日 7 0 なら 2 K 家記 ¥, 事 思想 持ち 思想 湯かわ そ 0 B は 1 時じ 語ぐ 酒筲 0 が 6 あ なく 60 ま 6. 過ぎ 度と を欲き 重的 L は らず 0 7 為た 0 20 眼的 い心持を 朝 ts E た 15 也 小二 をさ 一年此方の 心持を ず 0 2 0 40 -) な カン 花法 の一口口 からこ -( 忽ちま 唯作 ますが否 念は 0) ¥, 直 りその 事是 何是 此上 晚生 となく 事是 酌 15 20  $\langle$ 6 が優勢 45 朝穆 ら茶を ま B た で、 な悪物 な 夜は age " V カン 湯 酒苗 13. かこ 鵝っ 出<sup>注</sup> ML# 2 合が が 7 そ 4年2 崎ぎ 寢和 飲の 渡 思言 行 カン オレ 郭公 11 b 2. 0 L -6 み ts 2 0 てどう 洲湾 と今度 床 40 あ cp ti 懸し ま p -から と自 HE ŋ . H172 5 印象 春の 15 L 2 愉 6 な から 鵜かさき 11 分で 2 L 快 比上 L 明内の 妙等 から

夜は に新夫婦 すぐ 俄 ٤ L 0 カン た にがつか ロタ飯 かっ 0 ら付添ってか 床 の御馳走に り疲れ 箱は私 海石翁を始 れ でい 新婚旅行。 來た女中 であ 0 あづ 事を ま った 7)2 0 たらしく鵜崎 そ る 一同安心なる 餘。 が 早場 作を くる な 處 り忘 65 か家 B れ そこく 7 からん 日比谷 も其を其 と共に たま」 0 1

資源 る。 日当 は 市ケ谷雲林堂 変起き 開き のそ 明け 込んで二 は な がらきな お住房だ。 の境点 一つて來る か 6 ないる あ 10 風言 カン 達. ると雲林堂 鵜いき たお 學記 は湯 から 15

7 古る はだまつて 0 顔を見る 楊枝で歯をほじ 竹店 と自じ つちと 處 业公 3 から です 人员 あ も浮き 0 0 三番町の待合 ってはまず お住居だ。 主 つてわた。 世 放 から れ 掃除を よ。 が 馬周

ッ

0

す

百

なり

なり

島渡厄

介心

47

女の見なら

遊言

淋ジ 氣言 來 とが いだが、 L 0 行意 思 で 0 世 は轉 うう。 肚仁 いは休堂 0 き وم \$0 形 0 笔 ば 知 ŧ とは 45 は窓から外へ 4} おんまり變な 732 Ł 化 事にや全く以て と我が心る な B 処理をば平台 過ぎて を、気き ので 道

か

な

極く

カン

黄

せて、 も気念 か。」と鵜崎は覺えず際を高 なにさ、 0 0 力。 淋 ぬ雲林堂は底気味 L 6. なんて そん 8 た な か 310 る 向等に から 笑顔を見 南 る オレ 4

50 を示さら 鵜う 遠意 ٥ رتو 山崖河游 崎は 女だな 一屋敷 さんの 私た \$ やうに影な 新 飲め B け 類情 れ 聞之 0 あ とする から 君見が で寫真を拜見 に髭をひ 主 ない始末ですよ。 オレ だ 0 道言 那 杉 きり、何の で大が 视 相多 度と 11 僕 手 つて一 8 大に -) \$ 上意 注意 週と ま 彼か IJ B 総下気な調 た事を 意する 生 ないんで・・・。 がし 彼方 题 です。 カン 質には カン ŋ なり の此方脈下 出入をなさ 1) 先学 杉 が混め 作品 結ち な風言 も内容 0 御二

兎に角有名な骨

游客

-6

し僕

法

だ何気

見えは

to でも でさっ 披骨口 用達 V け 損が時は 7 0) 事をし 大震 なく Copy Copy 勝手に 時間に 化上 ツこは な顔でか を さたい事があ ただだけ IJ 稼む 度に拂つた 打造 が他に 1) 7 人は 値質が その れア 士 きやア つもり 好自 打たら -17-件だで今日 來る 今と地 in. が 排气 رمه なる 且那 中京 6 且

何意

費さん すな。 さん 76 徹底で 内部 是非 40 0 3 屋敷に お屋敷 の今度御 は川 人に です 親 TI ij た V > 6 中に手前 X, -} あるさらで

とか 御智物の 商 (1) いて大須賀さん U 性 質な 大須賀さんは なぞとは C 25 事が 屋敷 水 やうな時に 足利 秋 出下 心御家 んざま 人 L 其 7 カン

入に他た大に理り大だのの 札を六 正ををとば 宮ヶ何に 関なる 関なる か 何答 虚さ 集と 0 主族人 用事 申奉 間等 を る 步 0) 込みか 萬浩 が 命於 5 多世 0 な工会に 新ただ た。 < で 當日波 沙 15 築記 物のに花 な 地方 カン い露の宴 披拾り 月げっ 月島からかられる 番等 略言 最高の は 0 主 75 の湖月 7 な Ela 0 **香だる** 北飞 0 あ は

0 待等 合物 崎かかき は 快 そ 0 な 事品 用き をば 許談 事で 忘 Ho れ を 3 2 % る Ī なく 7 K 忘れれ --香艺 町空町

**EILな・「** な気気 出でし ま 分范 办 境がない ま 0 ら待れ ば 又多 藝行 から 寸 & 者がれ 7 カン 何交 質於 0 0 鬼に角にな 仕L の着線に 3 10 する 事 屋中 す 奥ち 騷 る。 B HB. 酒声 面势 座さ から 8 れ 手に 保思敷是 7 家か \* ば 股的 まで な 7 を明記 事是 2 変な 4. れ 身为 -20 は 3 れ 15 B 3 6 事品 红 0 知し 小花 鵜崎さき 隣近處が 破滅 な 3. ので れば な 事是 事は 起み 夏等 が心さ 0 とかい な で は を 0 E 知し 白世 自也 0 る。 夜茶 來 3 7 分元 ふ藝者と直接なくとなどる + 分艺 湯(2) カン れ · g 待恋 らら 位 屋中 L 川か を カン わ 消言 7 身马 ば Op から ほ 7 つて 用き去の 敢為 家中 番点とは 5 J. あ 視だら 事 時等窓を ~ ts 4 身み す ŋ

> ts 废款 足也 を踏な が から 人い 危险で れ 其そ 味 6 を 知し ٤ ts

我们

マーで なって なって なって なって なって なっこう を据るて 飾さ つと家にば はのは常年の日 を始じ 支を 線至 て上える 作とな 來 被 違い をす 道樂息子 ま りなる 給當 0 前に 3 を 文をさ 注語 8 0) 野展覧會へ 取片 こて るた。 のでに 親放 悔し のはいるのではいる。 75 夜上 を 是心 11 ば熱な 반 15 む す 二機類は 知ち た。 カン 心にな なる ではて 治石翁 代に 验念 ij と決定 車是是 な 8 も新 披ひ から 20 とう 過す 通引 な でぞれる 5 V 0 な 一般ろう し、後子 す 張は る。 ょ き 0 を呼奏 川品に着手は うぐに、 招待 容問 頂台 哈さ 3 彼岸は 婚元 る の夜よ 協力 支度な 世二階 さまん 付け た精 カン 手で ま E D 日ので内 B 傳え 妻 状ち 照子 K 種語 内东 萬 0 巻き Ha \$6 此頃 75 また 废产 を 子 は 端気 慶じ 玄党 迫禁 比以 何 に付続 東京 から る 關於 ---Py w 想り 學三 る 濟ナ 祝法 H He 23 殊 0 雨が 中で 排办 來 ٤ む き 事品 大神宮 る 100 mm ポの 100 mm ポの 100 mm ポの 100 mm ポの 100 mm ポの 100 mm ポの 100 mm ポの 100 mm ポの 100 mm ポの 100 mm ポの 100 mm ポの 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで 100 mm ポープで も 1150 30 勝ら 点题 け 明ず 過ぎ 日四 を け 型に 給の時 二岩 日を送 郭言 7 りは出 に鵜 を 歸次 で特 流言 4 は、田でと云いれる まご カン 場がき Fi

出っし 當り 人り は 前人や 午四 後ご 守力 共活他 夜点 15 影為 鶴崎 手で 力》 け 耳道 弘人。 祝芸 经 代门理 來 1117 8

便を受取ったで類に関 がで رود ، بر 屋竹 で清潔 に渡 が 0 る 0 前豪 間意 と被称 7= 玄 3 遊院 つきの 時に 73 料理 大芸工 元章 7 the な 内意 たるの 浪德 の女中達は を述べ 植之 那% の以張提が なく、 ij 花塔 花節で t 2 何心な と然付く なく 6 村中 を合意 樣 なんぞ 褪 見た 100 洒き がを出迎がたりを持た オレ カン く財信を見るというない。 と呼ぶ弊。 勝時は と呼ぶ弊。 勝時は 白烷山烷 そろ 思想 は てあ cop 极兴 朝多 け 海 IJ なぞ六 6 て今夜 H/E かか 临 役号。 間集 Alie " -3-红 時に最初 1113 差田人 香 わ 眼睛 -[: カュ 玄凭 발과 人 人忽ち 75 رم 2 から 灯がの はず内に 調力 十分: 人玩" 朝う HE かっ の裏書 際語 も一は機嫌と 時ま 前点 は思察す F 氣 付 生艺 间等 紙 しナ 砂二 とし -仕上 をるて開 になっ 利り から 田門

通道の 夜上花楼 10 1) 有品 輸放 は二 居る かくしをつ 47 3 時下 本公人 だ 姿な なる H てねるの 败 勿論 た ٤ 17/2 神二, か で容貌 問意 と何でき 1-人的 ない観り 兵等日のは

5

41-

0

50

な It

41

0

カン

知山 0)

知し 7

V 0) 3

舍特 だら 0

馬ばな

ic 知し

ts

事是

紙変用さ

を机のしてあ

力。

6

0

6

つ

وجهد

いま

た

婚

明豐村

だ

3

ば

方 清

は 6

何

女 7

0

云心は

此等强

なく

75

75

よく

4

当

根記

3

雕如

なく

K

6 A.

腹腔が

雲流林門

亭記

何な 5 ょ

放せ L

事を

な 2 74

默意

0

72 0

た

な 引為

カン

0

たら

1.

思想

义类

\*

土也 行物 非心 玄 0 L 75 ŧ 7 か 次し 去 别言 見み 御二 1 76 3 < Z. 17 -0 村湾 ٤ 0) 何定 談 祀装 花塔 Ð す ريمي 7 ٤ 3 -\$ ま 力。 \$ 思なかん カン 程修 排品 下系 N オレ 11 かい ね 11 0 0) 30 は 1) 5 が -+-カン 抄6 ま 一月かり 祀 ござ ひ 6 70 ま 巾養 前院 4 0) 7= 樂的 程等 ij Ci あ 82 1-5 松花 3 目の以京 姊 ます th 40 75 か 34 カン ね 富春 ごどう から 手 カン か 1) 1. 1.6 F 7 7 0 75 见 是世つ は ゼー 電 25 0 6. 用1章 2 定非と がなっ 思意 る を 7 E 話わ 度と 主

0

心とが難う 崎等 红 0 假加 ま 名は 港洋 事語 书是 カン (2) IJ 手で 0 悪物 終在 紙変 な ぞ 10 MI. 度と S. S. 17 てなら 清は Ŋ h 花法 げ 根ね L.

が信念

孔如

町き

~

變的

0

と知り

る

S

鵜う た。

临:

早場 L

1+

7

de

0

2

()

24

0

た。

越<sup>c</sup>

して

來さて

カン

0

思想

ま

た別越 1 苦く事を

時に何所を時に 清 て、 換办 東片翰法 京まの 古 う洋言 7 1412 0 ع ا 服 步 71 op を 用たい 我想 出いた 17 لح ا は を前を 0 0 蝶子子 24 I'd. 4 77 75 は机 75 を 10 Da が カン 0 ま 洋雪 <u>آ</u>۔آ۔ 服を な ナ 0 を 3 引なる論な 女家 行是 पार्ड 0) かい は傾向か

新き者が明

3

考がの

る

は

6. 10

流行

(1) 0

ツ買かと

<

川至

40 IJ

例を

不高

斷方

笑かで

小厂

て懐かりま

用でら 本! あ 担心 た 堂等 投げ れ 11 IJ 达 L か ま 海布外 木魚 -V. 立等 カュ 1 0) 上影 と思うながらないでは、からいの音がし出っている。 其老 0 5 3 の儘自 田島 ぢ 場場に取扱い 独崎は大き き \$0 午と 金 0 方は 方で居を朝 見み えてて

行等

7

學

LJ

ま

0

-}-

な

糖

柳、

明

井に電気をう燈を 午= 主 0 輸完 0 V 午後家を出て タかか 仰意 H は 力 游 た。 祀 茶 だ。 物為 が 0 嫁出 不是や 0 も 0) 胜等い 7 蝶ょ 12 川富 H.5 子三 Ha た <" あ 10 人为 わ 6 臨空 を 0) 0) カン 老 の中に対している。 あり 2 を た (3) 82 U 見み 6, 110 が だ二 オレ 82 中二人 は 60 小儿 牌: 云流 思じあ 17 武是 7 3 0 信了 it 7 を 136 オン 學三 た 來 は オレ 非常 L (2) 突に変える 10 7= (1) 主 た てからにいる 窓書 0 L 0 0 ~ C" 河 V 7 10 111 40 まぶ あ 败量 3 箱は 車章 1/2 0

17 23 J. 新花 た 招 後等や 珍 ナミテ 氣き ts 0 1) ま 寸 2, 順 . }-去 形とせ 3 拾て -}-般; (" 羽... で重な石が रें 風 14 3 初・つ 糸後?

だ滑橋に 居ってど はらず。 ては . j.= 組ま思ます 銀ぎだのかり 行的罪言 心ふと物か どぶ な ま さら 罪悪で 不管夜~ 打きの かいあたり 施等 小さ 早く る 17 ع 邊 な ٤ I) 败量 が 貨息 朝かん だ は道樂者に 7 J. B わ 15 ま は ち 獨言の 湯 温度 1/2 L る 7 が だ 0) き 0) 0 飯の 新け 1/1% **补** 高流 -ひ ریم 11 放言 好行 随いや ŋ 5 12 \$0 後 游 らに 似に 下办 飛点 like's な 7 な 田兰 ずず 込ん 氣言 る して ば 明治 宿常  $\Pi_{\mathcal{L}}$ W 3 IIII: 云 が かい JE ! 後式 原管 だ Z ή 0) 1) 事じは 1:30 7 女星知山 な 1) 輸え 湯 申3 ら 何言 0) 買らは 0 · T. は 115年 0 82 ¥, 3 語气 · j. 形心 何定 要多妙等 處さ が な 实 1= -11-2 密で ては、一定ら何を離れ一定らんと解る カンろ ٤ 15 11 \$ v. II カン 親最あ 0

折から二階へ上つて來た女房のお慶野けたが更に見當らない。用筆記を開いたが何處とない。用筆的から、明けたが何處とない。用筆的から、一般を 怪しい女の手紙のことを思出して机の抽斗を略へ戻ると、始めて常日の少方そつと受取ったい。 ちょう きょう とない ないして立動つた。 鵜崎は格子戸まで送出して二はして立動つた。 鵜崎は格子戸まで送出して二 す 7 0 た で決定してでもゐるもの」 み込んだ後、 雲林堂 「何があるんだ。 43 商品切手を置いて何か 0 \$6 有屋 から二階へ上つて來た女房のお慶、 は 堀端に雲林堂と云ふケチな道は 下をさ 事を唯何となしに先様のお耳 Ł が参りまし 」と立ち掛けるのを鵜崎は 鱧に比目魚ですつて。 既言 お慶切身は一きれいくらだか つた。鵜崎は格子戸 い。是非一つお願ひ申し 御智 かな。 に大領 つて捜したが何處こ 経費の手 た。 0 何色 **76** か取って置い **エが** 祝は رمه で 寶什賣立の山取 ひ アまで送出し 類と鵜崎 と水引をかい 共 さらに か繪具箱の抽 へお入れな だ屋が 大語 きな 7 きま ¥, 置きま あ そはそ L な 學系 る 世 4: 0 轁纺 つ け

た事を思返した。念に手を鳴して、 は一昨夜紋付の袂の中へ入れ な -たかと思って る のを定 值社 節笥の抽斗へ入れて置いたす できだしい 何だ。 \$3 かつたか。坊ちやんのとこに 慶々々。疊む時級付の被に手紙はなく 崎はお慶が下へ降り を聞き 早くさう言つてく れまし 力。 がなく た。」 い心配をし ち ریم きまし け から オレ TS ムル 始め ま」 4. た。 來た郵便だ。」 ぜ Ų, があ 7 つ して置 V. 申上 ŋ 手で cp 落と 紙気 げ L L

な。 見<sup>み</sup> 以前 きやしやなお弱さらな方です どうも 若奥様のことか。」 お里を 甚だよろしくない。 の場 土から水て す ち 2 やんとは、 东 반 ゐる女中さんにでも すこし御身分が わ ね 違語 は 3. れて から

が出來る 「え」。 そんな事を言ふものがあるのか をする 「こくのお寺の和尚様が 杨 よ。 前どうしてそんな事を知つてるんだ。 昨日裏の島で何の氣なし 様にお成ん 病身なんで さう かい、 たなす それ すって 何答 った。 刘 ~ 彼か ま 15 B 御行 お屋敷 7 か よく お 、お嫁入り のお話 な 目め んで 計讀

4

結構な事はない

ッて

仰点

る

から、

どう云

3.

1:3 0 टं って W す 杉 ねでなさるんです Ł 0 7 むたんですつて。 カン お が 以前大智 聞言 き中を すと、和尚 須 賀 樣意 それで 0) 16 さんの仰親類 屋敷を 色んな事を知 にお小間使に 0

の名誉に ん

なるん

っている なし

> ねえ先 仲等

何答

お

は

が

揖

まし

たら

市ケ谷

رمع

損え

L

た 6 0 す t

」んで

唯た

間影

ŋ

わ な 一ふう れ 御二 くが 病身と云つて . 見る さら か。縁起でも t. カュ どこ 不 & 思 お思想 が ない事を 初 75 いやう 惡 事 ¥, のだ。別に な様子 るもの

な

4

ぢ

やない

な 消印を打眺めた後 それを幸ひ怪しい手紙を手に取 4. 何定で 勝手の方に又 物音にお慶はそれなり降り 心議が か、私 つてお 720 \$ や何性 委 封をきつた。 はる L か御用き でなさ V. \$6 話。 11L 7 きょ 矿 剛 -) てまづ た t ま 來たら せ 鵜崎

一筆中上 変に 者や がありませんとこ 御二 5 き L きず 1 用き ても - Ci 礼 新聞 が 食にく 4. た奥 なくなつて私見た 私 化 11 様を 様う 10 熱者 松 お成なり その後は から cyc あ W 杨 ころを見る・ えなんと IJ なさ 1 ま い高風 ひなさ せ ち ま やら 0 あ ともう私には とも なた様に いましたさ 邦思 ts 事とか ふ事はで カン \$6 L

は

い。」と杉山は

は心から

面白

さら

氣で、 藝者で やけ 土と 翰がび 17 「をぢさんやア なけ をおさん何處より。 りと つくりし れば から 一人とも 湯殿の戸を明け 小室 田原は たやらに見話 し、もう 被を引い から 水た 」と呼ぶ女の摩 お た 上部 題かけて んなさ める のは二人 de de 居る 0 0 來る登音 一人の若 Z. あり 0 でこ 一向智 F)

や決して 東京を出て れ 过 また大笑一番。「内山君大變 やかまし 遊ばん。 人間木石にあらずさ。 いな貴様達は。 からと 遊んだり かう規則をきめて居るん はム 飲めん なところを見ら 僕では 」は。」と杉山 だり する 東京ま 0 は

ら我輩法 d, ん。」と翰は なつ 杉山は湯舟の中から どうやら急に美 郷解にや つちや居らん 及ば ましさうな調子に ~ だが今日はい 82 つと 手で つ y. 7) > な

が視れ お前き 下 御山な響を出 B か 17 1117 やるご は して数者 れ。 6. ·i. 山 事员 戸と を を 造 明存 3 放祭 N

> 杉山君、 孙护 御然熟 翰定は びどぶ 思む また後程 でなか りと 切っつ 潛るや たや つたらどうぞ拜戲 5 らに身を に湯舟から立出でいず 沈めた。 0) 光礼

む

しくぢ

P)

6

の太腹をゆすぶつて笑ひ

な

から

らい

楽を

:: 1 御迷惑は あ なた が対で 世 う。 お楽まし 2 最高

蝶子は宿のど せて 輸売 化粧をしてゐる その の褞袍を きょ自分の 被故 ŋ 0 座さ そ 败 な 立ないを 付 け の鏡臺を引寄 つった。 見ると

13 しやるやう 「え」這入り まし お前お湯へ だ から、 はいつ 主 たの わ 知し た L カン 0 杉 な のお湯殿のお湯殿の方がい へ這人

ア東京 「あなた。 「さうか。 不京 の本屋だ・・・。 東京ない よく 大智 き 作書か 摩をし 何色 カン て党ふ奴さ。 書か 4. 下於 3 6. あ ま れ

2

皆さ

2

が

心

配货

つし

やるで

4

向か いこと動は呼鈴を押し 東京の家か。それ ふ様子をば 見て見 ぬやら なら僕より て繪集書を取寄 ちつと かく \$6 前 + がき go が 机に る

を

0

る

樣子

护动

1/19 よく

かっか

かべく

y Copy

の一學が 像さ のであ 我が 度も  $\emptyset$ 7-和音 あ 一般に似ず仔細に注意するやうに Z. ま なかつた處 處とはちがつて、何 つつた。 た。 0 とな 翰はこれまでいろく道樂 1= 潔な良家の處女に到 蝶子の様子は結婚以前翰が内々想 ついては自然深 つた蝶子が昨夜から今日へかけ から、今度結婚によって始め かにつけて左程悪び い興味を建る日頃 到した經驗は なつてゐる 12

果装し く覧悟する も別に注用し 幾分疑な へをの 男の手に引渡さ らぬ家、 つた位である。 の武場から親兄弟に別れ、 Z, れ してゐる 見ま るとも 0 る て蝶子が純潔な處女であ -٤ いふ事なく、 ひを挟ぎ B ムく様子もし たまる四邊を見廻 る 0 云ひた気な様 しさう 處 も知らぬ人の中 く位なのに動は である。 むべき餘地があ がある。寧ろ何 がて深夜に及 な顔もせず、 或場合には殆ど馴 まづ第一に蝶子は昨夜結婚 なかつた。 は悲意外な 瞬 るや IJ と連 たつた一人見も知 時號子 んで輸 却でどこと 山 間気に これたの いざ見 期待 L 否是 れて دور が始めて 江 について B な心持 さして ふと目 かと思 知ら L 扎

を出た とんな途 る と思込んで も新は け 十三四、 して は 着物 を著 82 0 大兵肥 笑は がある 中第 出だ 此方は りと カン 頭雲 浮記し 女に る 5 ない す。 から 5 た如何に 流場場 下 を対象 置き 肥満の大 0 したまい別に **狗更** 變 駄た 0 L は れ 翰は た時 を考べ ŋ ŋ 7 主 遊ぎ Tr は -6 下る跫音の 男 大きな身體を大 TI 買かれ やらに L も頑丈ち 内部 田浩 がら K < 7 は、 揃 珍 -61 振向きも 來た蝶子 ぢ あ 1) て斡は 質らに 排》 ŋ 7 な か。」と云ふ 厘別が は結画、 7 と湯ゆ 73 け 送き 不多 起去 4. れ 畳えず しき。 15 也 6 ず 川岩 して原 ると年 0 あ 0 戸と いらら K 字じ ま 摩えと 太 が な

> なに 所当かべ

昨夜

2

礼

・ぢ

新婚え

旅

7

7

7

は。

と翰は

少さ

夜

ま

や結

た、

御二

婚人

い。男を

ŋ

集金

世界からし 間政治を対方を対方を を受け 病質は以前 0 ま 0) らな L 身體をどぶり 以前陸軍上しか原稿料の そ 悪なは す。 に體育運 れ いの 5 治 7 を 0 1: 0) 0 運動に熱中 を再び笑ひ なり 主法に 新聞が どけ 器目 で 0) 軍士官學校 の小遺取り C 0 肺失加 で、 H 20 15 ながら 動の雑誌を後に た。 数年前ふ ŋ 7 徐上 と湯 儀なく 家一 關係 每意 この ら杉山は L 軒を借り をし 月号 0 シ見と診断 まぎらし L 中心治 我華謹, 0 ると思付 鄉里 杉莓 翰公 再度上京の後は久 生徒で 20 用意 7 た ٤ ح が 0 80 アスタ 3 4. 断され退校 0) 6 信州松本へ歸 あ て直を 男 2. 4. 0 0 にまる學生を 向為 0 毛计 -0) から に遊客外 た。大震 むく 祀 は う 即ち運動 意を表 る。 の命令を なに きな ち やら 杉ま し 小欠きく が 山堂 L 6. IJ

7

杉雪岩

箱はなれ

似とは

L

ち

p

な

6.

です

な摩

笑ひ

州灣

に丁言

夜に 突然

とおは

川

7

呼ば

れた大男は

あ

0)

は \$6

カン

げ

0 がる

景氣

£

わ

< あ

1.t 13

4=

の事を

する際物

得るて 付武等 て雑言

日か

本

本郷け町に

に店様だ

MET:

遊り

書

原院

を で言葉

が

たら

の外に

軍事

先に

5

と思っ

てる

たです

70

Sp. カン

どう

翻譯が

思常

٤.

des

۲)

~

たか

0

た

かっ

に造作を 所は

た家を持ち

妻をも

変國國際

書。

出版

田版軍國社

云い

3.

大商

3

なっつ

ン

丰

绘

日陰ななないま だけけ 追々に手を は 迎初 の小説類又 行為 ま 西洋 0 迎う動物 版に 。 だ で ラだつが上 館 111-6 度等 界發行 は変む ひろ なく カ<u>`</u> 0 を相信 步 利を de ŋ 败 83 なっ」と杉 が今はどう 女が山陰の子 人に माई や質じ が、 B 0 かい す 我置なぞ カン が花だ。 ない た せる 看然 5 3 K 叫 7 6. 何詹 アニ 极为 K けこ は。 喉ど 40 係らず、 は 而智言 お美 ts 人怎 か を 質に 君 0 PH 座さ 15 が ことおは ござい Z. が嬉し 山岩 72 -<del>|</del>-なんぞは --頭と か 同是 似了 < 7 7 結 は 面高 is な気気 げ すこし酒気を特 In 先ぎ -) 20 to が激烈 10 Ľ 構 置於 む が想さら んづは一様の 女出 可差 ---|--た 红 新夫人 近家く ΤΕξ 出版物 C 者を揚 of. を音高く 獨定 生 後程拜颜 ちや人な 年とを K 也 0 を番 青花 な 6 (J の出版 資金を de de 面门 げ 女ぢやな 蝶 0 頭影 北 無遠慮に 3-3 何急とも 7 が 7: 子が 風の祭を得る 他老 7 U 地でくり K # رم < 向也 斯へ らに笑 から 金額を Į, 4 今だに湯般 IJ や社文取 命机 な な 17 弘 7 になり 時に 他素 かん。 です から して吐き酸な 婚之 默堂

ts 氣 4 0 0 J. あ な 1) h 田門 ま 1) 打多 た が捨つて置 處かか 6 好公 いて 加办 減に どら カン 3 思想少艺來

(34)

7

H

たんだ

0

かい

1

113

内部

何怎 緒上 0 間また (1) 福息 招 17 h ま 這は 人い る 1/17 上達の手際を示し 藝者 蝶云 ---始めて登えた は年國 15 to すぐ を飲い 社员 戮, 1:5 に似ず二三回窓に花合戦の 意に 人だれ つて な 始世 回台 do

## +

知ら 又是少人 10 ば 3 愈 家けで 0 んだ 非心不多 蝶点 L る れ オレ 61 を 11 不行跡 複数が 常常 たかないない 問自 て置 同意 子 ば な は 15 かい 11:2 の度 やらに 0 男をこ -5-恐れ憚つ 分がの たまきる れ 11 須 T 子 7 3 7 (2) 素性を 結婚に 方だて ٤ は 力。 0 J. 實質が is の第二 1 0) 先夫 尤もの次第 時也 B 人は 知し蝶 0 1) 正芸 可分大智 11-3 12 F 0 私 洋行中一 戸事を た。 红 大智 が は な 1t 須賀家 須賀 Ho ŋ 6 7 0 熱等 成也是 力> 年され 大智・に引き も費つ あり 0) ま 北世 腹片 0 後 ŀ 0 る が た 間艾 人 生気 だ -6 無論が 位第 出官 た役 夫が取と 0) あ 0 は 0) 人为 來き 先生等 た 2 方号 1月時 強いのか 紫子が 4党 たの意識 信 まり (2) ま 0 内部 る。 のに ľ -6 0 でなるない 産う 願な 7 4 内なば あ あ 3

よばない とは何だとなった。 然して 幸気ない と併言 知え 動点 初選議 付<sup>っ</sup> け 任先 兵心 7 41 K 命され 後添を 大淮 \* た 3 0 82 閣會 人 大龍 がをし 子 HE 也 0 遠2 親身 東步 來 沙 九 して 家以 到了 能够 が 3 1 賀等 0 慮。 買別 片な始は 3 智"在意 打貨 不意 たの 二次人 75 更 まふ 123 迎象 蝆 か宮中 0) 知る潮洗 玩片 城言 大智 生是 とる 7 0 付 ds ٤ 1 いら 0 で、熱 何落 一条らず 事じ たが 共信 角 FIL 大雅 た。 H 白 رمه が、素が、 ?) オレ () 状だ -賀 す は るに関す た 00 F) 蝶ぶ子 知ったそろ 維る利な 賀等 独自運動 き 共活 of. 間官を 後点 上京 新能 口台 折に 日島 は は 習る 0) 後妻を 士 後妻は良人が地方官へ留守番同様残して行っるが 男きにこ 周上 めて 兎と 株が を \$ 0 ٤ 1 7 動から足利家になり 旋光 年亡 古台 折言 \$ は、 - 1) 孫き 3 -速気 退たに 1F. 10 折貨 と内々然の深 終身月給 そ y, 6. 任师 處き カュ らくら 役 郁果 の常 何产 には op 玄 る 地步 如きか 果銀 處時 す が 75 は 見<sup>み</sup>た B. 時也 取肯 7 某 力。 な do 作 地方官會 外台 41-6 家に 共岩 き 縣法 大震 人 0 行等 が 0 な 子. カン 深家 不成功 防 が 须 る の監査役 3 0) -ŋ 0) が Sp 6, 以上 知ったが 期き 成功で成功で 11 Ų, 本 ٤ 20 蝶 ち 賀" 死? 獲なった 合き、 鸿= F も 11 よ れる が F もたけ 7-が な。往れる。 近京 およと れ を 11 4. 來 ない 人な 心意 主 記書 前だい オレ 20 は 7=

次第蝶子 據處なく 手にと 賀は輸 騒ぎもしたのかり作料 た外気 らず 反法順急 から の消 ٤ T 小二 順意 本等業 作時 粉えに日まは 2 は 毎日 ので 給ふ振命 6. -C. ち きなったかれ 學的生活 何性で をば IH 智言は な F よく 1 後今に 事をは あ た で が行う の日覧 5 內山家 の時 37.2 吏 do [/4] 家计水 決は BIL: 达= が、 - [-4 身是 き 利儿 知的 信 間えて 年光 就り 55 唯分 生息見 巧な す (2)( 世史 カン ~ -C. カン る 6. 後ち な B 口言あ 0 わなま ٤ よ 在記を 作家 事品 主 1+ 浴: 事 事. 11 大龍 ち IJ ,L 3 6 步 母\*\* 東京の ŧ た ま 13 ずい 波: 行 刊也 賀が -j--1) ま 間次 -}-CAK. 活作 役所 よろ 係らず t= 先生 カン 3 ď, 遊りん 通 子との 時 2 あり 合き 15% の書は 0)

た四半 -j-H3. ば がさ なる 1) 0) 1,5 4.6 -C -) 日気 11 何語に 11 11 冬 書 :元 はかって to

(1)

Ji -

面完

0)

善知事

合档 性が

娘も を

1 知し

34

主

和為籍等

旅

5

オレ

-0

6

して

内部

C.

は県

素す

5

舎が

は處と た 数 0 0 だ 女宝 と聞えず と夏女 あ 0 0 差さ す 別為 なく 面の 花符 無智 神経に な気き な太さく L

論え 女かと思い は蝶子 しずいさい 20 た 0 時意 物はまた 更に意外 ときま 朝 15 0 化粒 氣がつかなかつたの 4. 110 0 IZ は 女のなんな 和違 は なっ 6 を 0 検が だと翰は大に驚 7 10 礼 0 燥窓の 地色を 生にかっ るほ 色が見合ひをし 7 15 やうに見えた チャラブ 4. した蝶子は かい 開 水 情を起す 塗りつぶし そ オレ を れと念入り が事で 使力 ただに時生む つ C. して -{-0) 人是 あ あつ -0 6 後曾 る。 あ y, C 7= 白花粉 (V) ねる た。 とは た 10 0 朝 よ 質らに 蝶子を は 0 ŋ れ 7 からた 蝶子 も遊り 見み合語 刘 を 至岩 あ ま 藝艺 こく別る 8 b る 7 記》 はかに そ かそ な が H U を た 然が以いは 7 0) れ 办

あった。 好さ て、 御を洗さ 食量 此方から先に挨拶し れから家の 中夜日 で朝飯の箸を取つ 9 感じて に気 明時 玄 女中 った後 なぞれる た野芸 7 0 りを思が ところ、 協力は あ 2 から義姉の 蝶子 な 北 家か 3 其 此品 が た 330 2 \$ 納いた 舅姑や小 ございます 朝っ to the 亦建 一後子や義い間 ないま 0 意於外 2 ことと 内ない 對為 0

女學校の話を 翰は再び女と 儘き事と 様子と呼ぶ を を を を を を が に 方言 く子供やな 蝶子の 妹との つて付け れて れて る を得な なつてしまふ、 來て一 海石翁 様子や 子が に育つてい × かつた 0) 雜談 一度飯さへ の背に -(: 0 L をする。 言葉使が と云ふ 7 た際で 0 あ 來さた あ る 15 7 妙に馴々 -> やうに が、 ~御鮮儀に行くと た。 企《 輸沈 海石翁の事をす やがて俊子と B 然し親を親 7 のは 6, 0) 何詹 以前自 思蒙 ばす Ho カン 猫生と ¥, には L 中不思議に思 自 ぐにその f \* 礼 は舅姉に到する 同意 7=0 そ ら ľ とも 0) 0 とに ゎ 通常 4 だと思はざ やらに貫は 思はず我 思心程 ざ 0 家 れ と共に しく とら 0 36 オレ 25 b 取亡 父き L

生また。 心語 り國府津行は ない。 4. 誘 大 皮肉の 観察を然し輸は化嫁に 生の大問題に 惑して監察 親は に過ぎない。 肉の観察を下 ないで 唯物珍し が 髪なっ カン りのお耳に乗込んではさない。さればやがで て、 ٤ (1) × して L C いく事まで考へ \$ 氣樂 いあ に割た 翰記は 取肯 するやうな浮 さらと 主 L な 扱っ どら て最い IJ は 翰 0 0 オレ 待二 りみには cope ま 初上 8 見ると全 B 7 ŋ 構。 1= はは新年 女學生 ら底意 家を -婚売 いた氣 獨是 L 7 111 1) 20 6 地ち は遂に人 私がし出し て二人ぎ 度は急は 0 あ た 力》 な 可笑が まり 課わ 0 かを わ 0 は る 0

> らず 蝶ミ子 去さ 議さうな面は で三 気さ 八心持る は勿論 [4] を 杯飲い 時時數 持も Ė して宿の わ は るく れま 蝶子に始 た後そ で杯 なら 女中でする な を れ 消済を置 手 -(" 0 池 15 向會顏是 分言 t -: 事 がら ž. 赤くな ŧ な 立答

と前っら 관 5 ま だ it む カン 何先 大よろこび。 お 前走 とも ts な カン 45 0 今朝方 よ。 感光 わ 7.E *t*= 职系 飲っ do お る性なん 色岩 酒等飲 思さに み な

分學

をさ

ま

L

た共産

失學

4

11

-}-

かり忘れて

しまっ

笑

ひ

な

が

-j-

煙草

どら す だ。 蝶子 嵇洁 は持期 オレ 吸 1/2 0 炒等 な手 红 Ľ で、 翰》 が

色の黒い顔な はは に惚込ん 40 ろごろ 大学 寝りる 胺 ts 時に 6 4 れ 標を 10 ~ ( ) 自物信 なさら 250 其 训集 2 0 起うな 1 ナニ た。 ~ 疊なん ま 主 3 権力 時にも 20 热 7 化 蝶 た 小さかけ 1) だ 樣 -3 間点 説は 事. 0 15 は は 良人の着い -) 全なった ない女であるら カ: なく た。 1) 物とは似に -9-力。 到答 ij 3 成以及 物; V t, 敷デ 7= 12

-

あ

h

翰な

にさ

そ

ZL

7

歩くや

5

15

ij

D'

る ったって怪っ つけ 0) は兎に角間 事は つて居ること翰は遠廻 43 俊子一人 L K E

50 お母さんは 15 世 御口 分がで たさらない んで 世

根元

カコ れア 馬鹿だ カン 3 のさ。思圖で で何に 8 わ から 75

が た謬ぢやないの 「信息を でればや俊子さんを信用 玄 出 用す 中はどうでも 追々こつちへ ば る から自 だから蝶子 な 自然にい あ 全權 子。 ŋ してお 0 cp 玄 これ 此二 変数を 0 間等 カン 10 ま か た ったら 6 力> Aさう♥ 先きら せなす 300 前点 ひどら が成つ 後子 が 5 ż

今の

5

が

れ

から

٤

困る事がある

てもあ さんだつて吃度御 だか の俊子さんが默つてやし ね。然し今すぐにさらし 機會を見てさらし 知 がだわ しろと云い ようた な 3. 45 事 0 j 0 76 母為 2

行四

遺を費つ かい カン 力 いつまでも てお なくつちや成ら だけれども毎日八百屋だの して居っ いつまでも R HO あ ماد 0 俊子 6 何怎 20 ちゃ から小 だぜ、 魚 屋 無法

> だ ٤ 0 服 \$6 10 なつち の出た 出入れをするのは面倒臭 のながない。 われる

> > き

分けて置 毎夜勝手 蓄して 内々心に懸けはじめたべくにるか れば今の中に兩親の丈夫な中に何とか 無い蝶子の厄介になるのはいかにも 督を相續する翰の厄介になるのは どこへ tz さして には 付 j. は先づ自分から平素行つて見たいと思ふ て自分が一生一人で食べて行けるだ まだしも 俊子は血を分けた翰一人の厄介に 性の强 悟 蝶ご子 同じ女の身として輸 かず着たいと思ふ着物も着ず間食し 何空 of the 行かね きまで これに反して俊子は 命党 は 8 いて費はなければと遠 忍が處であ 再婚する目當がないとすれば いことは人一倍 長年織母と 易 の懲を心すほどの 自然 3 0 ば たら 然に に倹約さ びに たの るが翰に附隨し 0 な いがみ合 な 0 40 行く。 づ である。 して自分の小遺錢を貯 まさつて 6 ほど憎ら 年も それだのに蝶子の方 ほ 年齡 らを 早や三 つてねたの 述い末のこ なる 知し 0 それについて には いい事に毎日 肌だ。 75 L け れ る 照 行末は家 達して たいと思 後子の 子 0 あ 0 7 + が、まだ 虚へも むる。 和談 かなら とま ま \$ B さす 0 色岩 -(1 あ 0 四 你 目的 ば 25 1) C を 3 L 0

> 長々と挟み であ 卓を置かったがかったが すが 意いら地でに さい で、 日.3 つてゐたの はどれ、 つたが、 翰克 それ 30 を 3.7 カン 78 の照子と翰夫婦五人が大きな一 と除計な まだ面と向つていがみ合ふ程には至らつけ始めた。然し嫁と小姑の間柄は んでいつも L 蝶子のお惣菜の を なさ 300 1 の出した。 5 を やがて或日の夕方、母の幹子姊の 红 誘は 蝶点 れも氣に入ら が 事を 事6 行儀 にまで 0 横合き すると輸はな やらに晩飯の箸を取 30 がわるくなる ン汚い。」とい 中に女の髪の毛が這 気を カン 緒に外さ な 廻馬 は夕飯 of the て、 八行 めのお菜が今 ば 一閉張の食 カ かない カン 子さん ŋ 75 入い時点 俊に

なくつち 僕の方にも P 汚なな 何たか つて は 6 つて 20 p れやし 4 用心

ほんとう

時にく カン 案内を見て自 ざ 6 せん 蝶子は 知山 7 ました。 れ しくこの日 から ま わ は唯何の気も 其を 4 つとし 0 日分で 子 さんあ れ 7 後たも 创 から 0) なく相槌を 色を變の なた御自分でな であ は俊子が新聞 他は感所の つった。 打う とうも 0 の事は 俊子 悪うご

大よろこ -3-が 間をか れ には 何處と云ふ 片端から見歩き始め となく 0 7 、實家から大分小 造銭を貰つて 時近く 0 なの を感じて 嫁入當座の ないと、浅葉 喻 活動 る あ だの び蝶子 る心配 何ん 揃えつ ٤ 0 かでも IJ なる。 ピ いふだけ か立派な良人が同とれも 娘一人の 寫真 事なく だま ヤ でもよ 7 ある割り 6 をば はま 遊ぎ 亦 草公園 用意とし 晚点 ts 翰な つて 1 の木戸銭け勿論 6. 芸者でも 娘一人の夜遊び His C 下に 15 ま か ル は活動寫 だの 拂時 何也 步 0 6 70 出掛け から 毎日 處 そ いてゐる方が 女中でも 0) 0 ないが か同道とあ で 15 to 0 てその多寡は れ 市は 要するに る。 飲の 連 4. 0 力 世真に 歸か 女とち んだ れる み 礼 82 、家にぼん 0 なら 飽す 蝶を その 7 ŋ chi. 活動寫真を 女 は 來た 打的 は れば誰を慣れ غ 造 り食つ 0 子 に世 歸於 ず輸売 からが世 が 女を連 でさへあ さしたる きまつ は で、 は ひ公然 ち n B わ V > 活分 が 輸売 たり に献かい から չ pe عهد は 又表 動 IJ 礼

毎日毎夜二人揃つての出歩き方があまり激い。 Transity fig. である かだ あまり 開 親は何より日出度い事と喜びはするもののであた。 在 ときない た課 1 6 父さんに 優だと思っの間にか 銀の新に と綽名を 子は蝶子が を吸ふ 調うがなく して になる 倒光 屋や んも る 間にか 翰なん 後に子 から きら 0 内語 たら月末の 0 打捨つて置 車を呼 £. なり な と云流 かぎり様き新り は 私な .... 敷島が 申書 が がはに -0 0 あり みんな吸っ 色的 本思 0 主 7 す け () 0 外に ずよ。 げて ねたら た お思さん。 それ へた。 んで 無なく 代つて家事 一ばい 諸脚定も今までとは 0 お客様の 何と 6 翰夫婦が自分勝手 6 が心配で 無暗に乗歩く 煙草位な 後子は出展へ 虚さる 1. たら何語 なつて あり お黑さん から 入い 0 7 る。 カン は今に なさら 0 L れ お座敷に お黑さんですよ。 なら いつと を ま 7 女がなから 切にを ま あり つたんで 出汽 6 な と翰さん 0 0 < たなく つて た た 取肯 -} ムけ で、この せ 大作 と今に 0 111 化上 力> 力 から お思さん 15 切 出で 知し れ す が L **参照草** よ。 と二人 気が بخ 7 れま 0 \$ あ 11:1 變元 4. あ

様っお

だ

0) で是非にも父海石に事情を打明けてみ な違い 生き 分范 01 -) 7 來記 車を 0

ば

にい

相意

和和

す n ŋ 此去 K 9 7 あ 貨息 ま ŋ は 荒され 5 と主張 たぬ すう رجه 5 3 K カコ 唯た 5 な 心之 る Ł 切出 は

ば

から

とは仲然

が 8

よく

な

0

で 出。

母は

0

困った様

を

見み 輸売

る

ともら

我慢が

でき

あ

る

事に無な

41

事行と

0

世世

體い

勿論家

0

7

前点

B

る

事是

とそ

は

ろ

そろ 7

間流 間以

類と

はじ

た。 i

民民の 手飞

が後子は 親帮

以前

を

0

廻きる

カン

新大学

悪なり

を云ひ出

な

かった

事ぎ

ts

俊さ

私ないと つて俊子の きた 居<sup>る</sup> た 庭ほで ば始 て、 る 言い 姉さんは質に陰 ので、 ح 植家 83 れ 6 とと 木屋が垣根を直 から Z ریم ぢ 翰な 同落 もう好加減に雨が 4 10 れた 7 悪ない C な go 4. から 緒に 0 から から雨が 譯 あ 微を上日 険なの d. 10 れば行 家もの 蝶子 始信 して めら 門を ねえ。今日 甚 き 方はで 女 12 111 5 ij る す る 時等 0 が ٤ 1) 小二 たく 降 0 対は なもん が ま るのよ 後子 2 4. が行 さら をいる \$6

僕等等 だ。 0 女をな する < 仕 5 だも 人が ٤ カン 翰 と思い 遊車 ま 面白半分蝶子 0 UK 4 意 たの で地ち 出 が 焼や る わ 力。 3 を 见为 4 -0 10 の肩を持つ る れ -6 てい 17 るる 炸等 新 7 田湯

世

0

れま 僕 け 翰な 7 0 红 家力 は學がなけ に代数 合わ 付 0 つて家計を収 it 時に 6 分流 れ から たがた 多年度ない ってね 小 きょうなんない。 が遺銭 引入 から 前 0 6 あ Lia

0

(7)

は俊子が

位於

なら

76

から

为

な調

0

は再び

鼻法

興意 どう 見る たく 小鼻の大きた鼻の穴を猶更大きくしいよう 賞 きんきん きんきんきん できる 高い様子。 翰は寧ろいいてでもゐるらしい様子。 翰は寧ろ たの 不ら 見み れ ریم It 蝶子は狭にな がて蝶子の 肩空 演を 輸は響る 腕をま 一般うて は

36 どうし たんだ。 今夜は よっ つぼど變だ

とにぢ 蝶ご んと 子 はふ 11 無神 知ら ٤ な 經は 激を 徹を見上げ、 12 for y げ 7. 111.2 月ま のなかり 0 あ なたた。 中の不常って 1 社だいち ま, なたは のなか

買ひに行かで遊び相手にし 思想つ 思な 好会の ひもかけ 7 色の 淫症機雑な代りに して でも 72 んな生意氣など 愛してゐると 四里 彼れは どう 無理算段 B 髪然の かやう やら斯 縮言 4 れてゐる 外犯罪 やら を云い して製者なんぞ ら氣が濟むと よりは はら のない女だ 藝者も いて とはきた of the 6. 7

は。 3 馬鹿に ッやアし 作記 が ち 111-2 ま 0 \$6 前点 中东 なんざ 0 不多 李 を 知し B 不幸の 不5

> 密に同情 めて限む。 ですこ に笑ひ -d-穴を坐ざまに象の いんですよ。 して L U. な 7) 4. たくるやう 出 あり して やう 0 颇 した。 なた 47 下注: あ たがが に打造 かなた。 す 1112 わ っに自分の膝の上に引なすると蝶子は突然物の下 を た やうな日を一 明 扔 と振り 程信 it ね 2. 批 ず 南 なた あ あ なた。 なた。 用家 に不ぶ おら 手で 15 何先 一層力をこ +啓 わ 礼 わ な女は な 7= た サを取っ いんで 知し L 1) 0) 祕以 E な p

ち ぞ其を ねたが 粋ま は は結婚の當夜にいるくしと感じ · 翰克 云絵を が てつきり 虚女に U. れ は来き ye. な 此二 6 12 たし L れ 1/13 と浮蕩な轍だけ 船边 やを思ひ用して、、 てはあま の心心 蝶子 口套 以前に男 すずだ然蝶子の 高さ IJ から 落門 あ 途にさら た不必 いてる -) たと云ふのに 密 称光 源 から不同翰 意を見て Ŀ をこぼ 事是 なん ٠, در 11 25 0

> 0 るば

40

チ

11:4

居みる 馬鹿が \$6 あ なたは 前き 6 しわ 同語の情報 (1) 秘与 4. よ。 答 順 ٨ -> つきり 11:4 方がが るから 聞 れなら 私管 カン な 止 Ç, 1+ せっていふんだ。 だつて大抵 なない わ んだ カコ 0 わ 7

身常

ge

姿は見えな く振返ると後を から立宝記 0 ねた蝶子 其の場に佇立んだが H 覧はさす 一と以前 け意地悪く 4 1) ッチの V'0 其言 が に腹唇 やらに怒鳴 い早く來 が 學不 .V. すね 曲素 った ていれる たと見えてぶ 业 小祭は 1) たがら たものか、其 とい 愉は 74 思っ ž

きかか れて見えず 上厅 なく と小 他をや 大理 きよろし いたは、 輸売は か急に三 てそ 機のな カン ŧ 立法 でれか とに然るだ。 福を渡れ (首) つと息 れ つと追付き後 11:2 便方 限つて 1) が特別 で人の Tick カン い人影を見付 200 たか。 樹の 断付る あり 見るとハン ぶつく あん 明く一日 れつ る 出ると幸力 女; 大震 いて 女とは 元談が 欠但 ま 植込ら間が 間に H 人がが 言で E CONTRACTOR OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF 馬ば鹿が 7 ケ に見渡される 4. 翰 チ 様子 رمېد 横道 4-植込に連ら が バス がて 程見が Mac L 、行った F 備党は と知り しば が 40 0

子二 から 0 事を言い がに向 多年織母とい りと云切つ 高き直径 つて、 から み合って來た根性間り、一驚く女でない。十六の たが蝶子はも とより 性はか、後に中六の時 此 の位

私は何に お Ē あら義姊さん、 41-んよ んどんぢゃら もあ な た ですよ私は歌 の事を兎や角いつ をかし Ī はない。 いが やあ た理像 1) 事是 去 4.5-なん えは 声

翰さん 悪にま ざと喧嘩を大きくし カン 火收 南 れ口が 摩を たたに 如人 を叩く。 中。 前 言つてるんぢ 然し兎に角今日 俊子は EI ( op に涙さへ 生 か か -5

候が迷惑だ。食へな

8 ものは

を

松人

る

3. 力。

又表 6

de 侧霞

たと見え、外へ

出ると歩きなが

ら突然前の方

ではいっ

れさん

どんで

は修訂な事をする

式 甚だまづ 机 たの でも好きんと私が よ な登澤言 照子がい YL 2 ふもんぢゃ 一生懸命に Ž× ねて 仲裁す なく なってこし シって

な調子である。 なよし れちや投資 それ して食はう。 なり と同じは 同等 歌って夕飯 もう 嘆意 然 L 頭流 安り

その

1113

に参平神祇前

の公言

南紅

<

まで米

た。

がき

前流大震 興奮してゐる矢先この活動寫 動寫真館へ造入った。活動寫真は西洋もので好の放允と思いて一廻り見歩いた後奏橋の活 蝶子は夕方後子と言筆ひをしてから精神が徐程等。 ぬぎばよ いまかせ もと女 した其の實母にめぐり逢ふとい に養育され生長の後或温泉場でゆくり 其る ま びらに れたと聞いて一廻り見歩いた後奏橋の活 0 完成 二人 役者の腹に宿つた私生見が た 人は日比谷公園に昨日から菊と作服を着換へて散歩に出かけ 、すると蝶子と前は に同じ ふ仕組で にきしく感動 或慈善家の手 なく零落で 後子 と ある。 が植けっ F

と蝶子はな かは B N 何だ活動 とに可哀さう わたしすつ 漸電 カン 红 いさら くに思ひ いさう 歩き 動寫真 こなが すり だ 付 オン ŋ 0 6. 身に \$7 たら ے Sp. ま! か つまさ カン W ٤ 7 と前は、 様子であ れちま 1 加 向也 IJ 山 6. 哲言 7 っった 0 20 んとに あ、ほ 7 力。

議さう 輸売は カン 何先 15 かっ 蝶子の のことだか かを見造 いだらう。銀座 向智 ij から 分別 がらい な 廻って すぐ いの 電ん で不思 市場に

カン

う

راد

L

なかか

自じにはは、中には日子 きかけ な 3.5 4. た 7) の馳交ふ ねえ Ŋ から 形交か がはびつ 次らなく 2 べと輝き道 とすたくと一人で ば 松丸 カン ほど世の ŋ で人通りは ij 幅等 0 廣彩 一人で公園の方へ行の中に不幸なものは がはし 少い。蝶子は 初然に は

輸売は あなた い蝶子どこへ行くん まずく カッ ٠,٠ からまる ij 譚 であら カュ から 分らない。然 はいさらだ らうと近く だ ٤ 10 し冗談を云つ

を見いいます。 は見えな たら 前草 た 別と庇髪に結っ K ると向側の一際小暗くなつた木盛から書生風勢震は、き音楽音 たから 腰 い。」と翰は蝶子の袖を引 \$6 4. を しく思いで琴平神社 めなが 喍 何とも答 子、密會だぜ。月 から回髪 た女とが二人の話解にさも 卡 僕 ・唯一月 ベンチに腰を はどう の方へ出て行 0 0 光に ų, 、晩におやすく 75 か ぢ 默子 かい 1) った。 1) Ł は別に見

中六番 - 1 を思いた 手 なんぞへ 加売言 力なれ すと共に、 西洋料理屋の女をつれ出した事なぞ & るた時分九段の公園 随分馬鹿 急に其然 其時分の戲が なま 12 を 163 13 た経験とし 一番町の土 よ。 協力

が

事

す

かは沈重におさ

んとい で

け

中に鵜崎はふといつぞや

つもり

は時々狂氣 身<sup>み</sup>の は時々狂氣のやうに輸の身をもなる。 0) いと同様、天にもいるというにないないないないないない 根末に で夜の始末を語り出した。「一體どういふ譯です。」 つい · C. 7 に翰の身を力一ばい といふ素性を打明け、世といふ素性を打明け、世 から y. も地に 良人の翰をゆ のは も類ない。 そく にす 蝶子 實家 泣きくどいて r は 起む 红 0 抱气 世よしそ あつて はまた 称儿 中东 80 0

言やせん。それより どう おや な、何に限らず 「君、實によ 「氣ち 無ない がひ で せる いふものは気が小いもんで 4. れ ないにした處が、甚けしからん わ 時々妙な再をいふもんです。 \$5 お気にいつこ かにも弱つたといふやら 0 氣き のうち ち なんて、人を馬鹿に まつた 知し カン 先が 僕には れない女に出來た V まだ親を て よ。何だか気 ねるやう 版して決めた にも 計にも かたも ~ 7 す 10 L 味み ねる。 如ま 脱色 から たが が を わ

> 事を たとい 事。 を話 I -) ふ話を思ひ出し いて妻の L てはよくない お 慶ご が〇〇寺の と一人胸の中に越してわたが然しこの場合そんな 住職 ら聞き 6.

今すぐにはどう 4. ye. " 7 坊ご 対が変数で 中 しんから H ちやんまアニ のでせう。 の親命とい いて 兎と 力。 p ・らら 5 7 4. 角な 日旨 ٠٤. いい事を お待ちなさ 坊っ 7 30 奴\* ち は やん 怪力 は 0 あ 力> L からようとかない 0 办。 んまり荒れて お顔が 3 ん奴だ。 立たて ったし つつき ち ば B

をば古川 よく考へて置いてくれたまへ。一よく考へて置いてくれたまへ。一 乗換の電車を待つ人の じろ見てゐた にいる ふと紫縮緬の大分日に や、空氣草履をは の風色になっ いら立 ,に一人外へ 人、淡 つてねる 橋のたもとまで 多二き 出で が、 た頭筋に島田の髱を配し 翰は立法 0 た いた素足の でどこと 0 は Z 結婚 四五人立つてゐる 北き 今日 いて行つた。 初前をばる びが始め な常も しさら 流系 7 妙等に、 た様子 にじろ する オレ 中家 雷气 を 2 と気がれ 車道 るが K から

> 料理がら知 三ノ橋、 が 曲素 で遊んで 0 知 つて 、向側に麻布の薬者を たながれまれずいとも がいとも 0 がを日かり 見る る 3 る ので、 は常に翰はいそ 何符 路然に立た 理り 1115 古川橋 CP. なくこ 開於 つてゐる特合小 橋を渡れば で 狭い横町 た 事をは 際に とう

急に気まり に交ば प्री इ 鉢を集 箱をあ も見えずい 變なり ريد زي のぞきく同じ で、 然か をしんとして三味線の音もななました。 として三味線の音もなながられていた。 同じた ŋ L 红 大き 刻き 前角の小門に八ツ 小春日和 水めて つ な ,除手口で たりと 60 列向角で出會 歩く男の がわるく 野良大と御用聞の小僧や前夜のらいと 翰は藝者家と 出。 0 何も 下女の洗濯し な おのた四洋料理屋の it つ 手の鉢物を出し 妙に たま」、 の題を 普通 きこえず女の姿 でうな横町は つと十 を 6 てゐるのと、芥湯 行きあ 家の格子戸 のぞき ノへと歩き廻 0) たり 込ま 円前持

ガや二三日たつたらまた來よう。

それま

-

K

が殊更日に 為め間が 飛んびまる 的の二陸建で せずし 部等子 8 いふた きつてあつ ある。有冬の朝日を一 11 1 めた障子の紙 八型ぶ 地ち には ったと見え、 表座败 どこにも見ら 0) 今朝は 真黒に はまだ掃除 のわる にうけた 外けたの

36 6 元 談が B V 7 加办 减炎 K L どと

とと

な

つ

下办

0

新

聞允

紙し

既言

一月で

ほ

K

(I

つて

彩加 都と

0)

田區

品でなった

は

0 I"

紹芳

介心

L

7

20

查

在委員内山海石のはそれについての

以かを 手での 見み妙き を ろ と翰は急に 5 きな ŋ に引い 7 は だ がすっ 返元 な なっ 不" 上言 3 据 事。 は崩っ 行的 色に變 る踏み 斯当 蝶を おそろ 0) 0 \$ 子どら け な み カン 2 カン do 机 が i 振音 0) 0 色の思え 7 漏言 向む ds する なって L たんだ。 20 貴様 7 L 7 翰なは が質は de ふと 4 思想 蝶子 いらら は公然数 すま 如い 何符 何党 どし はず二三 礼 月の光に青雲の光に青雲の光に青雲の光に青雲の光に青雲の一とも云へぬ と早くも拳 節から は ア 更為 氣き よつては うう。 ち 自也 少に ない 人 分差 7= ひ 0 息をから

何は早時うでれく。と に例答え 見とばに一 0) 日本 た 鯉り とした街氣滿々 は 無魚をばり 角に 幅 ¥. 攻; かま 富泉が なりとも 0 に肝質會の 如臣 豪慢 もわ 極二 力》 く市中の人氣を引 It る。 欠や 器でしたり < b 82 ざとらしく磊落 あり 值也 を 13 0 の噂は國技 態度を 寫真版 虚實をし 向したる 依い 0 冰湖た 時也 跳 賴於 期會 る。 不亦 ŋ 1 暫に 点 E に乗じて所藏 K ようと気勢を添 0) 0.67 書は、 呉面目 圖づ な 取ど 館 目 で 1. 。 岸上の松と池中安員内山海石の田海石の田 柳江 な筆 ŋ た の菊人形と ろ まる 新光 るり なが 반 事致を 連れま を 反法 聞が る 及對派の 吸の品物を 見る 6 X. 0) 地では、 見せせ へる。 は善悪 H 4 で 0 と共 だ る あ 歌の Ł ょ ٤

間以 特鲁公心 斷 うならいちゃ はば朝 念して 鵜崎正 はば朝日の人気に K 41-1. 水素 73 堂雲林堂なんぞ 石智 を依い 竹也 なる は 賴於 分流 既を is が に幾年と J. れ 然 もら L 3 te 4 かを 20 0) F 又素人 度と 時也 0) カン 4 ふ骨董 時じ 洗き日で 節ち 何德 節ち 展了 填污 12 力》 即には毎年 3 ts. 覧え カン Ď-屋 時毒 11 る ら海 智力 成から新ないのである。 45 004 0 ち 直し 出品 4 がら 新たない。 きま 然光 ら 0 una anna 7. 7 6. なとれる と世世 红 4

> 幅で が 鑑定を す ŋ す る 0

> > 節的

年記録であ 慶けいて た一 0 緑た 鵜き 崎ぎ 下に一 あ 崎さ 朓為 る 摩蒙 粉汽 を にた 0 は 8 物杯手當次 見み 人的 柳东 一公設展覧名へたった一度 ―― 出光 0 なん 0 方学 た。 L た。其の時柳子段に感悟無量。 んぞに を 侧小 府 -}-當透 取ら時間 恐ら 屋中 ま も す 同為 が L 0 の下法 樣。否治 た は 7= 11:30 面影 一生語にたっ 無也 力》 暗気と から る の「武威野」 腕を挟む 1/13 押い押さ 2 12 下たん 入花

رمهد あ なた ア 今定度 30 屋中 の家 败 の場 は 大た ちゃんが 廣彩 見え へまし 勉公

くとす た。 た。 翰尔 相談 は案内 Z 7. L ż 7 來言 ま を 36 慶が たん 待等 「鵜崎」 たず だ。 茶草 を す 質らに 7 83 た後 ま 0 下是 7= 降和 415 が出って行 ij つて

早くもそれ 5 0 鵜ざ 为 あ 梅かき と思想 崎 は翰允 は って \$0 と見た 編が رمد が 相談 < さまた K 义 施 例於 カュ ひ 0 红 然る後僕は ٤ 于品 TS Z が 段な は 何言 82 だ ま カン 虚 カン た調子に IJ 0) ty を 14:80 旗館 L 0

+=

6 -0

と電車車

一の停留場

ま

ش

北京

よんどこ <

ろ無く

抱だく

う

10

L 刘

扶貧

计

方からこ

一人人の

來る

翰なは

红

見る

0

とも

な

き歸然

いらら

って手

無り

も歩く力もずと蝶子は

L

が提出

き

稍空

٤

れ

ば は は争ふ力も 地に連出す

れ

さう

思蒙 7

(I

れ

3

倒

始め

た 弘

IJ IJ

代於

文》 省公設展覽 會打 開 0 期 日上 日息中多 (2)

を立つて下っ 2 K 8 17 の前 雕 力》 づかくと遠慮も ね まじ 一降り てねると、 けた座敷のさ きがい。 たら 藝者の方 す 翰な る まにすぐそ と分刻の 先列] なく 逃ぐるがやうに座 おいる 列女中 -は チャ 女中が 御竹 を て来て と終し ブ毫を y. 便所 何完 K た

「まで待つてくれ。あれアいかん。」「まで待つてくれ。あれアいかん。」と手廻しの早いのを誇 意の神子。「あたた。もういゝのよ。お皮皮は できて ま「あたた。もういゝのよ。お皮皮はできて ま

なさる どうしてつてお前、 0 妓、州崎で声魁し ちや無いことよ。 0 地が まア、 あり れ 7 -物はためしよ。 そんな擇りごの 少しこまるよ。」 たんですとさ。

祭事後かは 一 内容の 泰幸部を 再売っ しと云つて 物質が 圓隐 3 便所 もう一人呼べ。 (2) 前は定に愛想をつ は前排に る 中意物 かけ込み、早気に 1 別では 様子もない と輸は は 7 非常に あ る V ` 取ら 0) 輸加は を に 独立が、 独立然が を丁度幸ひ逃れた女中を後 į. たが呼場で しむを得ず た風で 分だた 何を

> るら んで げ 訓章 と息をつ 電力を 7 る な 25 が -6 た 如是 通点 が 0 を見て、 THE T 万% HI2 でら念に 車に飛源 と市場で < 飛売 を振 初け ほ めて に切符をきら た思む معد 代党が かれた。 1) 其との ついた事でも 殿上、三都町 たや せ 7 t, 5 すく る

雲林堂の 11的,な がら 0) 事を 輸売 ŋ ŋ は最初自由 と格 6. 思 の声は してその シュ FIE 川して を 廻き あけ がった た時丁度 5 る る三都 翫<sup>か</sup>け かと思ったが不 つけた 作町の 1-時の 待合偷 0 FE あ |間 = 他人 また る。

他に含むのないである。 田で迎ぶ 0 らいうまい しだら あら ま なく 7 風ぎで 事者。 は お久しぶり 4 主はな せう 17 かっ -0 かけてる 愛想が 7 町書 まな。 き る つきる を 7= うなす 後 る。 潮; 大意 手に をは 島 寝れる ま っ 3 から た れ た丸間 し 0 U. な 半帯に 0) な かい 針に

その るだけ の下には づこ 玄 2) 床の つてゐる置物 が同じ小特合 博覧官なぞでよく見る 間には 日入道の施室を訪らは一寸名の知れた際 が ながら書書 が据ゑてあ れた常然 0 て限もど (2) 後 があ

> まだ 啊., 居る だったま から特出す の翅を に取替 地 心のよい語で、 息 73: 布の待合に 2 愉は 腰を 門秀 比っす ,,i たまれば 路上

別ら越 どうだな。  $; {}^{\frac{1}{2}}_{i};$ しになっ の明へ別越し 施育 オレ 临" 15. た。 ij 時" が見えい たま 實制は 15 公 子り 來生 せん。 始世 11

顔に腫物の 行って見たんだ・・・ つてから 無代 いと遊ぶ気に 理りに مهد 一」へ來る どい そんなら ち  $\overline{\mathbf{H}}$ 110 なつて つも び 本てゐる要者が 進き ツていやア 御一所に誘っていら IJ 肺炎 なら誘ったんだが 行合に上書 が 水た あ の家を川っ ぢ やない つた心よ。 \*\rm \cdots رېد 4L

あら 八型者: 君意 変の 知し را ば あ, ガやア れていらつしゃるよ。 が お 自食道德 117 111 しに 7 粉 誰だ を呼ぶ IF. 20 後で ま 何意

んだ。

二十 襖童 にた を かり 179 明ち る大きな青蠅 36. H op 学特だら 女中茶を特運ん つて 座は とむ 0 ねる。 心がが つ Ĺ が した温気 垢がじ 烈しく人の鼻を ď, なく機掛い TIER で來て 2 礫 かた素給の がと共に 0 やうに降子 性 け る 0) 歴え のお衣に中 ががなやぶ 玄 ムなる 2

数者はだア 馴な 30, 11:11 6 3 は。

输品

は規定

0.

i)ij.

排

をし

7,

٤

事

it

Ħ

A.

水知

が じ羽織を重 を 82 7 0 選手になっ る で を か 足役も つぐ た。 あ す なた始じ から、神士 治管 手き ね毛絲 翰は仕立直した久智 となし 物語を 声, しへ止めて た位 いてる めて 服を着て 常党 にで ひ (1) たかの 風言 組織 -0 け 風に立派に いいら をだら 6 Ti 礼 のかす気は -俄に テッ 柄言 うし いくら道 翰加は 1) ガ 6 と下げ銘信 見みせ 色台も やるの。 丰 米 と翰 ない。柔か を Sp. 一時野球 振動 たい 5 樂は 何言 で と思ない しと女中 ルない いない ない。 も分ら L 東等 に何だ 0) 彩 兵^ 4. 4

17 たん カン 耳烷 な 15 藝者をよ 杉

獲賞を 4 んでござ あら、 沙生 りかをす 0) せんけ ば あり 4.5 # なた。 ŋ L 退の て安心 れ けて、 ど 1113 あ を や Ø:.. 411) き 者 寸 此言 と笑り 上はあの (2) めよう いらん。 5 なが 規制 誠意 ř, K 75

本學

「さら ter お から 馴た あり 馴染さ 規制を 3 ながら 把章 大人 则为 ま わざと、 々 なんでござ 外景は 7 いふな。 初 なに規念 制定を ま 別で 船だっ だ。 あ 6. 遊りぶ くら 0) 45 出たし のに規言 カン ريعي 1.

仰為

(2)

そぐ 五拾為 だい 4 駄左 4. 7 あ いかほり んだ。 んだ。 かほどでも・・・・。ほんとにす П ら 一體藝者は。 増し 75 平? ても なた。 が 近に 來 34. ち 17 一場が線だ やからんだ 1 de 1 や あり t. ア 1) か نظم B روم ¥, も何定に 7 駄だ日め 1 御二 رهاد だ 祝ら -[-弘 11 儀 分次 2 U 1. カミ 6 意思 か。 主 カン カコ 圓 4.}-1) りさま 4. 2 7 < 机 -

學校調

どこで

20

ち たやら

やな

6.

カゝ

0

2 L

礼

ょ

tî.

に食む

た様子

かい

僦

本宏

た女中は突然思ひ なた慶大へい

HIT

っに質問

うし

ch

る

のごと輸

を見る

二枚に五 ぞ 女生は さア らく つてゐると見て 2 心鏡を せに、 早くよべ。 拾銭銀行 なら重し 銀さく 中は は袂か 対づ . 稍慎 貨を三ツチ んとに人が 前の遊りには ら墓室 収さ 痩せ L カン £ 情に みん つて の語気を 15 いる席料売間に後は で馬鹿にしちやいカ 11.4 して立意 ž 0 カみ まだ確し 3 6. かんご .E.F 1117 上。 何怎 0 -) 1:2 L J. 10 成の -5-4. K 构法 41-存

日急の 吹き抜きや 田『上語う た。 りと Ħī. IJ 6 る 47-向むあ く無え 15 7 中へ入い ग्री 步 不 輸汽 物务 15 1 はま 片下に 平高 き なら 7 F. 1-孙 11 が 身を 明珍 から 7 が ~ ts. あ 200 うう。 が 九 つた ば 7: はなし と創意 人を企び E) . ئى L れる音が 中学出たし 身管性は その顔を見 かん い顔の油ぎつた小鼻 0 17 別起き冷えき などないないないないないないないないないではないないではないないないできませんでは、 建作 チ + he z は見せ ブ の下げ 初 がして家外にく気者が来の思い様がやがてびりび から 通道 下女を少し た性 ねる 物 家外に 0 0 ば 上に大きな風 1.1.3 华芒 大女に 於 れ き ん状を一口が をば 物元 眼的 0 しどろ もうこ 114 L 0) 一望起 HIPE. た大きな 側さ 終氣以 な協 の前式 37 に変し カン がご 支 1-1/4]

あ

な

まア

何と

行い

0

た

0

よ。

早朝から

か。 わ てく \$6 カン わ ジュ み 待 N 7 7 頂雪 藏信 アんと よ。 禁: 然ら L ち op 0 て 置<sup>p</sup> رجه

丁度好 い題物 K 初 カン 2 が 御鉄子 を 持。 0 7 上京

事を習る猛時あり、ない

な

って

自じ

日分では サて

別に

p

る

N.

何信

D>

氣きが

れ

ば

す

れ

す

20

出地

り狂気

9

別記

オレ

Ų,

0

早はつと 時点 突で立た 流すなり 高な やら がに で 4. 11 は れ 裏門 きを た 主 は 6 は のかなれた かと見み 内玄関 結け 0 今宝 7 な 0 が 泉が 遠在 婚法 度ど L 0 6 面党 る のん で F y. な 0 立意 家で 格子戸 知 VI ま T 時分だ なく 0 現為 っ 自じ 7 红 なに は 0 0 0 分がで 裏門 事 何定 れ を 晚点 のことで、 移 たの 明あ 0 翰力 ったできます。 開閉あ 掛金を 7 it カミ y, 0 云は妻 なっ とし ま < 0) 歸 力二 は今に始れ 程質 け 它 り得ず上間 ととませる。 とませる。 蝶ょう を 我的 た 0 11 L 電 が 事是 \$ を が 明忠 燈 忍 は る 0 來さ 結け、句 内京 ば 0 は L 10 0 な け ま 夜よ 灯で たま < 敷は居る 0 あ カン 世 0 上之 どら か 翰 る。 is 7 0 6 カン L B 輸売 B き は 0)

> 死ん 45 息を た途端 カン 75 6 吹ぶ 带 部 色さ 6. 明のい際と 摩を絞 野許に込上ば 登を絞り出す 」と蝶子 げっ る は服め 大震輸売 きは を な響に、 何言 1-.6 酒詩 げ 脳な 臭き

二段まで 3 なつた ずと が 路 つ ٤. 邊たを あ 後言 奴がが 蝶子 いた。 2 3 あり れ 摑んで 追 つく 5 7 0 IJ 12 障心 あり ٤ 不必 物高 指先で do 0 1) あ 0 る 捻 かをも -) 意を なた カン 何言 た \_° 泣な を ぶっ 院力で 輸売 喰 げ 突っ 言い せ かい \$0 振 3 向気を はず 怒さる は 0 7 酒道 出汽 ŋ 比やむ か -って諸様 突退け 方にいたという -}-ほ 勒力 N 笑な な 酔よ 學 F. だ。 ŋ を は 71 0 餘 かっ 得之 ょ 7 を \_ <u>ا</u> 5 あ つて 75 物心 794 る 夜华家中總 0 1= 4. 8 輸が TI 低な 蝶 す き がら は 12 子 以い 12 元談 なが 一片ない 前 は ば 蝶子 手を 物語と 経事喰なくひ 柔道 にま 危ななる -}-は む 煩問

前党後 W ると 紫紫 E 72 0 ~ 馬战後雲 0 鹿な あ 辨蒙 は は ŋ け 何管 騒る 7 事品 却かさ ぎ ŋ 10 0 れ よら 牛法 ば L 愛いる 晩さ たん ず < 心き んだらうと 自也 の朝き 時じ 10 分龙 は 13 附:b かい 蝶 とす 夜~ 不多 子 0 D 時書 まだ嫁えで から 思まて 過すれたま

周号

た

位员

0

れ

-

大震

82

中まぎのを The 退火 ŋ 手で 23-前之 通常ない 好地 を 83 で、此方は 以家に居 る は き C ま あり つて 頃清 も相手 分气 口能 乗り 織けす (7) 方は 流流 が負 15 縣: 110

の流行き が 何語事 はち 事だとはこ 俊子 です 黑多豬 茶 掌 あり 石利は昨夜 L 九 < 都皇 V から 3 可思 ほど 上言 根認 た る朝蝶子 忘学 つて 顔に れ 四邊 の た 幹子 照子 き + やらな気に 小でで は自分だけ カン 怖這 は 物音をば 地は 階がの 開意 ٤ 寝れは な 使公 成な 共言 蝶な 起望 l) B 0 4 3 7-顔色をす 9件働 段发 H 眼 腫は 付き 側に は最早になっ 12 肾 注意 意地も でそつと見て見 も御飯焚も町に寄付かないや るた 7 -34 い様子 行 77 0 怪し 見たばか わ 眼 D 北大 彩と 4. 7 IJ 姚

IJ.

0

ん此の土地で稼いでます \*\*\*、ほんとに 何だかさつばり譯が分らん お客んなさ 御存じぢ de 73 0 君家ち æ.

をぶつた。 つさり紫檀のチ さらか、 そいつは とつぶれる。 みに力を入れたので腰をかけた脇息はみりみ 驚く翰は中心を失って後へど 墓の角でいやと云小程頭を 面白い。と翰は手を拍つ は

あ

ませんか。冷水で手拭を

よりか 「なアに。そんなに 騒が Ç. で f い」よ。 それ

ら、「早く掛けてやりませうね。 れた脇息を情なさらに抱へて下に降り かしこまりましたことお か知れませんよ。 君ちゃん、どん カン 2 は踏金 かけ ながが 沿流 30

髪もハイカラの庇髪に今日は一層女優か女ない けぶ できている をな なに嬉し は三十分ほどたつと衣服は端折 く巻度をくはへたま、平氣で座敷 た。翰は襖の明く音と共に振返る と素的な景氣。野球のボー ~ 杯を持つたり手を君勇 つたま」 ルで や不然

> れをまぎらこうと虚然を張つて見せたのであ 方に振っ れやし 1) 仰のば かと内心びくく 輸加 は結婚の事をば何か言 たつで、

こ仕様がないのよ。」と衣服の着心地でも悪いの 豪の前に似っていどなたかと思ったわ。お珍ら る。 か類に襟の合せ目を気にしながら身をねぢつて ところが いのね。私大變にふとつたで 君男は唯にやく笑ひながらチャブ 苦しくつ

発売を対する。 がらいつ此方へ來たんだ。 は少しく相子抜けのした體。力一ばいには、 た杯を下に置いて、じろく ちつとも 一顔を見な 知ら

翰の方に寄添って何やら からもお祝物するわ。 内山さん今日は何かおごつて頂戴よ。私の方の書 さいガリ焼めたが急に思ひ出したやうにいある わ。随分お見かぎりだったわねえ。」と今度は 移替の 時分だったわ。もう一月 いるもの。」君見は突然 ば カン りに なる

馬鹿ッ。

の間一人で笑ってゐたが又べったり摺寄って、 内ウ ほとよるほ。」とさも可笑しさらに君勇は暫く 111 さん。 つくりしていらつしゃいな。 11

君男はのそろく立戻つて来て、

御催促が來る

取出

残された翰は一人手酌

のよ。一時に魚久さんへ行くの いんで でも上つて待つて、頂戴よ。私島渡電 せう。わたし今日これからお約束

話をかけて來るわ。ね、ね、ね、れ、と云ひなと御飯でもよって待つて、頭戴よ。私鳥渡近 はず、つと座を立つた。 がら 君弟は翰が俄に不興な徹をし 出すのも物金

ら 奥さんにしてやるとの話を心から真になっています。 投資は始めて自由へ出た折翰が學士にな た。然し間 二月近くも 三度参詣をかこつけに内々で逢引し た器でもないがさう云はれて見れば悪い気のす むもすつ、 其後も引ついき呼んでくれるばお客にはち 男のずるい手だと知って る等はないので を出 ない。商賣してゐる中は一人でも馴染をなくす のは損だと先頃翰が結婚の折怨みがましい手紙 東なんだはつまりたいで逢引しようとい したのも全く商賣 かり忘れてゐた位であった。 of. たった今日となっては手紙を用し なく商賣の道がわ 翰の式ふがまくその時分には二 大に警戒はしたも

女中を 過ぎに その 言をつ の後は 番が、根で操 15 6 ち ٤ ぶいつ 聞合は 次記は 遊り が 出でに 更に 0 つて がかか をさ は な it L 自由に 扨<sup>さ</sup>て 田だ 隠むし 厄介の 1 初 7 見みた t-. 0 な 田小 軍國 態う 7 -後智 75 る 0 断さき と形 7 た 待非 20 が ap 近党 事? 掲げ が 亚星 る は -> な [ ] 載さ 其 缝艺 Ė 6. YEL. 思想 の白質 度と目 掛か 3 11º 1) れ -0 ٤ 事を 里り れて 動 から け CEL 一番時 返事 なさ 掛けて見る 見る 料學企 先の は た 任 を ٤, 5 な 5 様う 非是 まんざら 待合偷 が意 it 付 から 分から 今けり 個 0) る 尘 け 75 で 電話 H. & しょ 4. 快会 生なる 温う 75

話れだと 潤を戸さ 4 なら 5 力で が 龙 した後電話を借いて明けて内に入り 動電 出て 西部山田 る 私花山 隣に か さんがお 0 0 は 間付け、 ケ 箱は 鵝う チ か は ŋ 出。 な n なかんだへ ٣ 1 煙草屋 0 Ī 鵜 がいから から、 n 0 40, 電影 8 11 カン 同点 杯を を L 2 见。 0 さん 命じ 们了 0 鈴の H. 1 維持 私なし 丰 it て立なる 途 g 鳴な は は、明ののない。 態が喉と研がもの . 3. る 音がが 4.5 電ん 何恋

す \$0 分 3 0 學系 何と B 態う 崎さ 3 る

:30

步

を

参か

板場

(2)

外に

部章

自己

動

能 がを構

から

う髪性

鵜

门也 動為 中 \* 目標 が げ 本 4 かっ 0 とぶふ調子に 鶴崎ざさ

呼ば U 南 ま ts - }-から。 ち ما 來で よ。 今電話 口急

顔を見て 連っ 4 を け Vo (7) た。 と飛三の事 正れて録る 女中等 鵝う 7= オレ 糖がき 虚さ 兎に 断き ば 0 が 猿意 11 たるま ナご 角門 居る 1+ ます 車の乗換をしてい 心虚が 40 初上 カン 心ら 一人気があ う 冷心 思想い。 の儘打仏で に頻ぎ 鵜がされっ オレ 独身 独居 の様子 1 2 紅 知し を濃 る 11 して Fr 演な っだけ Mas K 16 源。く I) 一番野町 7,0 11:4 鬼に角髪 赤家く カン 0) 方常 九段范 事是 is まり 17 4. がなし 11 は 10 づ た まこ 電話 0 op オレ E 坂上に着 逃げ 無也 \* 笑き -70 流流 路 行なま 態が -理り を切り 0 見る 船がき 7 だし 1 困 y. 0)

岳营 庇 を Ŋ れ で貨ひ子を設 間数 · を 陽 -(1 堀馬 自じ聞きの 書き 刻 32 朝沙 前兵管 分流 0 TS 喇叭 0 タかか の食客にな 家記 叭 鶴う け 75 版言 0 ~ か 明は突然何 開電 師為 i は つて 類 7 響 何と明り 年月 來 0 0 15 た た 時亡 cop か 以 100 から、 最高 聞き 5 遊店 0 此二期な IE & い旅祭 音艺 中六 れこ 妙等 しく 共 が 開門 先拿 心持が え カン 大張

以一七

が IIII W

靖学に 分差 オレ 様う た景色 段数数 神社 では東京市では東京市 原意東市である。 であ 松子 # 艺 だ電かい も弱かり 験す 河方 臺" 吸ぶ を見る 脱った JJ 34 晴艺 見跡が見跡でせられぬ時 ·j. meter disco 眺望 Rich 街

氣をとら 居は以前に又突然見い 女はいいと まに ٤ To \_\_ 以前居陽書 今は清水 20 屋門 日金き 一文版といふ るら 鶴崎さき 度 7=0 度さ 制工 街幅は 近頃新 He 秋芝の ¥. 然と深 最气 には 馴な は辿り れたのが気が変のけざれ ナレ 席等 頭きいた 3 は廣勢 い。次の横町は 初 石记 何だで **勤隆事** 82 0 新た 小学理 り過ぎる V 4. 15 1. た 新光 シは まづ 到意 上に來た遊り 91 年光 大分見 6. V から 會 联岛 突然引 店を見る な 7 ŧ 曲がりかと き路がりかと を かい 3 の片側 カン から は計 4. た二階 得きは 他是 後室 7. 7=0 を 知し す 越一 樹色 オレ 1 店發 商店 てむ 萬万 -E 魚を る 1 C. 源是 海 焦源機に にぶつ 徐記 表記をす 大分 久 ¥, から nge 石光 人完 なくその からう 分元 た 今ける日本 孔动 生言 70 非で 付 ま

~)

二人は 寛を きさへ 7 いまく 11:1 みなら U れ をき 4, 此二 次 ず L 75 it 家中 O Ho さを蝶 當らず觸らず カン け す れ 口もき 女だと、親 オレ まし い。恐ろし 翰は今朝早く二 ば ٤ \_\_ その 一翰の方 何答 又次の 也 時に間然 れてし ず雨方で 罪に ろしい異情な女だと輸入の日になっても二人は も知れず 傍場 では に叱ら しまつ 儲 ょ 蝶子子 ŋ つでぶり して L 一階なる てし し たが、 々に が 1= 7)2 **ふるば** あんな大騒 6 たに きふ -}-の父の遺室 お日長を 然し誰れ む に原因 おこ 0) か を質 IJ で しさ -\*

3 あ こんな騒ぎ 勝か 手 Aの日和下は、 はよりげた はなりがた。 口是 から上つて 來た。 門内の砂利を踏みし のへつ は少しも 海石家は丁度午過ぎ 知し 82 お ちゃききょ めなが

7

所と用き

で外出・

した後

だ

た

0

-0

総略は谷

間 カュ

だんの居間にし

る ~)

俊子

っとはの

幹書

子

激を出た

-ġ-

脈

はいふ

ま

るでも

なく蝶子

カン

ŋ

0

物がの

訪

問を受け

0

10

して 日前

置

17

4

住職に面會し のでする で、 方言 そり から 700 ⁄ 然うだけ

房 7 0 0 0

0

\$0

場け

から

は 红

から〇〇寺

内々大須

須賀家の

様子

開

て

7=

0

又是

够发

此

0

間剪

2

かい

くそれ 心能 は一村点

話して見ませう。 7 何完 Z もよく から 何意 まく付産 つて見ず IJ 輸売さ ま IJ Ŧ んは を た は御かる らが、文表 150 部屋にお居ででするやうに、一ツ いづ 礼 先法 先生の御 す 36

⊅° 6 「二三日珍し さら れたんです カン < と鶴崎は翰 家に 2 ます よ。 0 おる 何答 部个 し 拉宁 ろ 大変に 方は 此去

え母様ごと俊子は明めただから、いつの問 類な座<sup>さ</sup>付きを立た を あら。 付をしてこそく ひそめ、一 「様で」と俊子は眼を見張つた。母親は肩をないた。 から、いつの間にか復出て行ったのよう。 です 0 それ たが おがった。 ぢ 称哲 お父様がおっ ガヤ くすると 0 無 間に 6. ゃう His 何言 掛か やら落さ 戾 け つて 外で、 ち な 0 たも カュ を 軽えぬ 難され ٤

めて、 そう は た。 ŋ 「蝶 お休子 \$6 お 妨害 子 休芋 ŋ ち は です He やんは 何信 なつて な をしてゐます。」 からそっ 40 IJ يو لي لي Es つし 30 なり 障点 やる · f. 13 ししが 主 樣等 様さ を 明节 です け L して見まし 0 7 おりままない。奥様は あん 杉 よる 去

らら ね。 腹髮 お カン < 庭訪 カ: な 0 來 -) てゐるんぢ 15 2 1付世 3

様だ 他多 \$6 庭品 そんな趣味 < TI 0 んぞに居るい なんぞ有い 编章 造が 0 は ŋ 东 束 44 んよ。 俊子

とった んとに 少さ ほ 0 息 とに 图章 Ŧ 力》 がらいる 7, \$6 1) 常 困 F L 东 なしく IJ -) 鵜飾のはない たものだ。 な カコ る 顔な 鵜崎さん、 かは 雕家 思想つ 嫁的 幹子は どこ、行 III.c 川來た

だって皆っ 粉節 歸た居る L 共一の IJ ~(" 見ませう。 1) 中爱 せら ならんやうでしたら、私が心常 さん なる から。 9 お師が 30 若し夜分に 图 今日はきつとり方ま **{}** 1) 15 な なるで る 位のの C せう は ここま J);-; 知山 t, . 0 を た 15 搜事お \$6 N 红

H.s をつ 節から 鵜崎は母親 1113 Щ きょ ようとし 智力 オレ ま 合語 7 かっ 0 特になって夕飯をやがて夕飯を 世 L てく た時 0 正公様の縁日へ行 纸中 輸え 心配する様子 が オレ 何な記をき す ٤ を済ま だに帰宅し do を言 小大學 樣 から 內容 カン 氣き が 迎がい う 0 ら独崎は子供を か 3 お使 i, 来るの 心質な 口名 C カン

らとろりとした眼で君男の顔をじろく、見てる そろ焦げつき も設捨てたま、唯口のはたを舌なめずりしなが ば っであ 馬食にも 始めた。翰は鬼の 他きたと いふ風、箸も やうな真赤な敵 もされずき

と裏窓 下の露 階の 露地 \$0 客様何度お から際色屋が何やら際色をつ やかましう・・・。」

夜がふけたやう 鵜崎は隆色屋の拍子木を聞くと譚 音羽屋さんよ 誰のつもり なんだらう。 な気がして登えず 水 ラ 下手だねえ。」 きつとさうだわ 帯の 3 間ではは、

をさぐると、 して來たんで、時計も念も何にも持つて來ない。 「おい君、何時だ。今日はそうつと家を逃げ出 それを見た翰が 6

その時女中が唐紙を明けて突立つたま た。」と可笑しいほど嚴格な調子をつく 鵜崎はしめたと思っていもう一時で す。 あな

「内山さん鳥渡お 激を・・・・。

其の意を得た如く突と座を立つて女中と其を

> て女中が戻って來るのを待たず、徐ろに自分の に原言下 れずに攫んで行っ チャブ感の隅に 煙草人やハンケチなぞを始末して立ちぎはにはた。 った。 な程限めしさうな情ない顔をして 商賣に馴れた君男も の方へと用て行ったので、 載 せてあった朝日の袋までを忘 すぐにそれと祭し 鵜崎ぎき 共の方を見送 は気の赤

様さず 人差向ひになった小花は冷えた杯を干して鵜崎りえな て其様事をしちや人経だ。 したんだ。便所か。とどうやら なさいよ。 「あなた、 さしつけっどうなすったのよ。今日 鵜崎は門んだ限を関る んのだが、困ったな。輸君 小花は叱るやうな調子 ねえあ 今日はちつとも上らないのね。」と二き なた。久しぶり くむき出して: もう帰らなくちゃな だからさア。 一四山君 ナ, 泊るなん け (t はどう お消息

のだ、 「いや今日は實際限く B あ んぢやなくつてよっと手を握る ちらは彼方でいくぢゃないのよ。 たなで。 400 かみさんは下に居るか 師らなくつち 邪魔する かっ

その 650 ほんとに 方が 4. , y お急ぎな心。 0 ねえ、 あなた。上海氣味 それがや (1) 彼方へ行きま ませうよ

4

く鵜崎の顔を兄返してにつたり人ひながら續ける言言 んですとさ。 ざまに手を して女中を呼び、姓きんお急ぎな

ふ箸を取つて 中はどつさり がら皿小鉢を片付け好 「もうい」のよ。 や、「鳥鉄さんの鳥は全く 焦げ 突當の ついに気の鳥を一日むしやむ ブ豪の前に腰を下ろし、 べいにの 三種系 ここのといって女

虚の分った事とぢまで仕場があるまい。 いと気も ある一間へ這人った。 るのを待つ間、小花に引張ら 小間使の返事に鵜崎は稍安心して めの起きて來 御歸宅にならず録子さんも別にお 掛けた。な魔横に今夜はまだ御主人 這入ればよからう。 で知らして置いて十二時打たぬ いられないやうにそつと帳場の電話を借りてと気もや時部を見てす! 絵の気が、気が 鵜崎はもう切うなつたらいくらほき立てた處 や時間を見ながら便所へ降りた時輸 い、屋敷へは兎も角翰さんの居 もうそれより外に仕様は おはいり なさる事だけ 中に屋敷の 題りに

あ

を 田<sup>だ</sup> 店があつて、此 番ばます な氣が b 公生分壊れ して がとなっ 後近頃 る その店につ 座 星 近点に 処の犬にも ので 心で雲林堂のま 官家待合の立 なぞは かしつた下宿り 陇 鵜崎は 來きた B 何完 露地 待合は「愉快 曲点 となく見覺えの 0 ち 地ち にも の芥箱に 屋 んだ、 則な 6 その 筋向、 ると 問蒙 師を ٤ と青雲館、 41 店であ あるやら 0) いふ灯 質を屋や 繪双 軒の あさ とも 到少 ٤

不んで 翰な の高質な葉巻を指先に 度に数 格子と 姚 イ 待合の丹前を着て カ 仔し 直様二階の座敷 戸をあけるが早い 細い 迎は 上には鳥鑞が煮 と煙草の烟酒の香 7 鵜崎は 左背侧的 カン 3 正智 11 玄 34 か「どう は こみ片版を ーこの Z, 一に大朝が 銀い 銀杏返の小道り素破り 氣 ず くり 3 妙さな の立法 ぞ此方へ。」 四次人 返ったつ の小花、 4살 張はつ デ ま から四方 を ておる。 オレ 小家 カコ て流き 6 た き、例は 形で L 共一 ٤ 4.

> 催ぎて 小二 自言 礼。 0 ナー 先芸芸 ところ た、 血煮 ٠. د يا 花はち してい に鳥を 三鵜崎君の言 明月さんのお隣 やんが今居る 先生 以上 戴 お は手を拍つて れつてそ 越 4. 家が藝者家に やつばり ま た 前 家は、 不思議 笑出を 家ななん た 勸 先禁 生誌 0 な 8) な御 -}-ながら、「 15 力: 先差 総元 32 10 12 称 「大變遠 オレ 4. Fo を -g-TAT to 1.

その強者家から看 て大急ぎで引起 れたのを見るが という らこ た 10 0 36 しの上地へ 7: 力。 だ が、 と話は 変者家は永らくこの先の寫眞 みと小花は二人して、 鶏崎先生 L 移つて看板借り 早時 L 7=0 4. 椒 の家が 借货 かいいん 礼 弘 明いて貨家 do から で出た新龜千 今度小花 をす 家が 間ま 明ら the care のなく小花が やう たとよっ 和主 が自信 裏露地 十代富士 北が限ら な カン

花法と願う なやら にまぎら 15 動き あら と態 不适 な、今まで、 際の きらったく E. 可笑し - - - - - - - - -ば 微さ た 4 見<sup>※</sup>く たく安から 6. ŋ 不思議 やうな文意 やう 15 水池 门的 だわ ない。 を解さ 何少 8 和。 7 1 って - }-¥, を 0 めてお添ひ カン 非 朝台 7 24 不思議 妙な気 い 笑言 は 4. /jx 力》

は世帯

を得ず一口嘗めて下

に置って

と小根

を突出

社

あ

かなた。

家家

だ

主)

お酌っとお男

が

銚で

子し

を把言

ねえ。 の診察 ょ。 1 標工 7 カ、 八きな木 時点 B 見る ま 3 なん 阳点 ある C. 給 御屋敷 を 4. fuj 例 力上 75 カン つてます ーった

その てるる 7.0 怒っ は思想 と急に るに もせず、又この 紙気を 刑性 事を 中意 旗空 ぼ を見た。 80 巡 が 4 い物は吃度腹を ・発崎はふ 味 思想 れたなり 市中村市 がわ L ζ, 大勢居る前 場合う 刻を早くか るく た。 さかづき 11 とう 杯を干 給け 田ださ を立た 糖さ よこし TS 幅は 好。 てく故か言語 つて 散を連 た は君り 常夜 折々見て たすい H 翰沙 なが 11 11 は唐祭に云田 丁斌を被に が すし 邻 仁 輸売に が式場 7 Ł 頻に 1-1-1) 82 -( 7 呼ばっ H やうに 1 され L

家でを 古 だ 36 君意 上意 力。 4. 法人 み つて 7 ち ٤ カン と小花 先別 郊 Ł 0) 除 順ない け は借品 中自属と常士は 学の代り口に からな話 彩色 座で敷し なは称 は 13 [下] 夢中等 ち 0 íi て鳥船 4. うつて -) 11 カ・ ナ, が む べたろ IJ

がた て 何をく た。 應警察界ま は態 700 忽ま 0) で消的放置 名をそ ち 何方 といふ事になっ が発に 真法 4、自分の (2) 鵜崎だか分ら った三人は た。 二人は して中で 鵜舎ぎき 鬼に

# $\pi$

役人の専問を受け嚴 かり た。 祭器の門を出 111.10 晴は とあっ は 0) 1 ど駈用さぬばかり息を切つて 時雨は不幸中の幸にも今朝は 天拭ふが如き小春日和、 きて るや否は の曲角まで 夜を 明る بې 來て 二人はすごく 明意 放発 て足む 4 型が めて 44 とない ī 町高 係の 向机 + きり 0 水 朝雪

「實に君、人を馬麻 4 飲み直流 が か如く拳も さらの を 押に 持つて自分を数ない。 から わ

> 学で 掛っつ 如言 師さ 7 く類別 20 8, た 微を見たさ カ・ 態う 為た 崎等 85 ま は 真き 7 何完 赤 te ٤ 붙, 云い ひ得る 服界 1)

う。 帶芸 何です。 道理で もう直 僕ア 15 カ・ 愉らい ら引なだ つま 腹は 腹島 き が さお生です。 また愉快 出した時間を手に思 のへる答だ。 遊襲しよう つてたまら 時間を 朓家 めて 智意 提品 明 どこ こと鶏崎は 半规 たま です。」と鵜崎 'nν 1111 0 時だ。 7 飯智 恨言 ル を ds 企は L 頭 3 11

法はな 摩髪に ても 容に さらさ版を食はせる なつ 7 6 to どうだ君、 市ケ谷の 小迷惑を 雪林堂 けて其儘に 談兒 位はは 無論 に行い この 接続関に行い して置く 0) 事 否约 々〈 といい

態等 二人は振返 横町の 変って見ると (2) の角に立つ 何 5 北臺 なく雲林堂 一門わ 内部 神 さん、鶴崎先 儀 1) 礼 を 去 き出た 4 を脱り 沙で 75

もだと 悟所なべ 面差目を ŋ 取ず 喫酒 仰天しち 脈かけつ の寄合 付け 13 たん 4 for F 今朝に しかか たんです。 質に

d'

あ

相添みま な調 語め たもんだらう。 家 頭質 子儿 を (t が ひよこく 質に困ぎ 流流 節次 4i オレ 何究 雲林 と鶏崎は雲林堂の 是も 担" 間党 所には瀬田上 場合返事 寸 瀬陰 が ま 恨 を ïH\* ん質に 來堂

川だし 鵜崎君煙草は な 南党 11 音い 77 步

-j-22 を かないと 機 ま す IJ あり す御立寄 會に、 Đ 主 カン 主 度に左ぎ この先手前 2 ことに行い L て解 IJ 113 シ手を差入れ の方に差別 が ガ ij 111 殿島ま と宝林堂は阿 の気がす 袋とマ お行で

前は冷か 相家 心ところ こ行い  $[\hat{n}]$ たつて管業所止だらう。

まア れ び 弱った。 つくりし

登ましてゐたが、久しぶりの遊びにどうやら身 書2 體も大儀さらに日まで で、さすが氣の毒さうに類を見ながら、「あなた、 車だって芝まで大變だわ、ねえ。 二三日中にお一人でゆつくりいらつしゃいよ。 崎の口からこまん、事情を聞かさ む、うむ。」と鵜崎はし ちゃ うずの な わよ。気がおちついてーー。 雨だわ。あなた戯れやしない事よ。 か弱つたな。 を細 ばらく くして急には起遊 こと小花も今は 雨意 の音に平す れた後なの を

> く見えた。 25 して悲惨なる有様が、廊下の電燈で見通しによ 人をば足をつかまへて引張り出してゐる滑稽に 0 はづ 押入の中へ首だけ突込んだ輪と君勇の二地での一室にも早や一人の刑事が踏込んでれの一室にも早や一人の刑事が踏込んで

組足袋。 んで古ぼける 銘仙の袷裾短く、廣げた胸からメリヤスの裸如何にも 頑 丈な身體つき。橋のよごれた萬知如何にも 頑 丈な身體つき。橋のよごれた萬知・発表 真ないを楽頭の赭鉱、身丈は低いが肩のいかつた 帳を取出した。年は四十前後日にやけた首は、 6 3 衣を見せ、鼻緒ず 「おいお前はどこの藝者だ。」と此方の刑事は手 いと云ふ 羽織は着ずメリンスの兵見帶を後で結 やらに袖を肩の方へたくし上 た煙草入をさし、絶えず 礼 の處へ大きなつぎを當てた 神信 口がうる の大き なが

ヤイツと様子段を駈上る荒々しい跫音。小とは、 だっなない。 まらく られる まらく られる となっと となっと を庭に 「小花と申しま どである。 刑事は笑ひながら小花 ます。」と云ふ聲も顫

化の様子を見遺取へて聞えぬほ

ししみなさ

ると、田合頭にいきなり「こら

ッ。

と一摩鬼の

な手に兩人ともむずと肩を

0

カン

ま

れ た。 と鵜崎はびつくりして起上り

さま唐紙を明け

その

時突然下の方で火事か喧嘩でも始まった

ともしなか

かつた。

È,

僕は刑事だ、がかにしたまへ。

何だ失敬な。」と鵜崎

かしてしまった。鵜崎も事の意外に為す處を小花は脱ぎ捨てた衣服の上にべったり腰を払った。 と、原が 「小被って、 處から見たつて現行犯だな。 ぬ羞恥の念に忽ち耳朶まで眞赤にする。 今度はある 鵜崎さ わが身のさまを見廻して云ふ なたの住所御姓名だ。」 のかか だ。ら to 其そ ハのざま に式は は。 何と れ

幻し

らず其言

は、棒立ちに突立つてし

まふ

うな調子である 皆まで云切れず 君家 職務 どうかなしていま です似名はお為め 鵜飾き の解もどら い。関の名響に 75

らになって何か言はらとして 九日間の拘留です 鶏崎は覺えず頭へ上つた。急に な心持。類に 順を伝込みながら、 も弊 肌の が 明完と 75 要に北京 カン な B カン

吉町〇〇番地鵜崎晉。」

たやう

|T4| - |-

職業。」

給をかきま

「間違ひは、 ありませんな、」

7 は 7 はよろ いです。 今夜はいくです。

度勢の幸 常り心座吸へ が鵜崎はほつと一息。翰の安介が鵜崎はほつと一息。翰の安介 うとする。 山さんどうかして頂顔よ ようとする處と 刑事は云捨て、腰を扱かした小花は 間がすんで 小花はわつと聲を上げて泣き用した 、駈け谷るとこしでも同 君歩は 君明が現行犯で引立て む あ やま 江本 かっ きながら、「内 つて町 を引立てよ Ľ いと直様突 政意思

分別を

新語

河湾

女言

筆きる 始し合意 カン 談気の Ł \$0 だ と記載 熟じ な 7 本質 を 引持 0 老智 否應 1) 礼 から 鵜き とて 0 無りは た 修ぎ ておとうと 家る 其名 身を B は 门也み 別る 島次 日分一人 0 時からりと -) いろ 红 責任 方等 ts 人 死し い、質際そ 人食べ 責に は たなけ 奎 オレ · 泣言を故。 兄虎 逃界和 7 たす ば 後 れ 行へ 困る よう ば して、 彩加 -) 3 な 時をとい カン 0 V) た 8 海かな 4. もどろ 石業 羽性 切信 翁等 日 の 背世川 はふ 3 給きず 文書 負お

俄!

0 は 0

好きも 判院なっ 學於 75 る 0 0) は 父言 校的 1125 L は一き 前をに 服ぎ 内容是 :50 書きも 船が 總行 " 提ざげ す 去 辰等 残 先生 が 3 0 校 変の職では、一向 0 恋か 前さ 鵜った たて らず - fil から (2) X, 「官候組 月給 向雪 0 0 33 名な 大學武 制心 屋中 年に 施學 は流性 がと 洋竹 から を d, いあ 補 兩別なる。 明えと は 陸の上と 馬塔 た 刀流 生艺 持ちて きばれ 驗炒 胞か る か を に落気 び はじ 身改 6. 15 持ない なつ 始末 分道 海に 15 カン \$ 3 常 四点 住まれる めおいいる 12 7 の學 込 MIL き 新 能學 學が校等輝湯 邊ん 0 信息更 文書が 支む 校的 L 75 رز 3 7: Lt が 前条小学校舎 る 様常 不 に 。 畫語が 勿論 .50 お東版 3 松き 4 た 2 0 居る分流 翁き 起むば す は

な動意 小學教員 らず どら たら て 見み 雨さが ても 111-2 少み 率言 0 に判告 にが 日心 なら 玄 から どう \$₹ 规 Ŀŝ 流沈 遂3 付言 (2) あ た -6 よ 0 p や弟の 行家 1 17% 0 82 カン 12 11. L 4, る 不言 を 1 Z, おおといいからと と度す 何院 行公 新き た。 利於命 40 (2) 1 -け 11-1-0 #FE 心手前空 様う あ 1t 何德 3 7 本芸 0) は 代売が 胸門 玄關 鵜むき でも オレ カン ょ の解 窓言 何意 75 () る をす あ 43 身み一点が 合む から 領 3 15% 1. 60 変之松と 人怎 者, とは 大震 だ (1) 1:0 何言 ES. とぼけ けて鵜崎 立た 111 共 情徳と悲 思で問う 脏 見多 ge E に憤慨 何意た。 むて家か 幾け 5 同等 E れ オレ 3 行い 年記 3 40 様っ とない 3 變沙 年党 本《 3 と思えた。心に心に 事是辰 美沙 だけ た 0 £. ・非じ に鵜 II 美型觀念 は子 月給 意氣 1) I) 狮说 悲び 傷に変える を 4, 分別 0) 内意 刑害れ 嬉れ 觀力 から 茶持け 家か 知し 2 地方 L 1 f 考にけ 果台 思いるさればれる 出る 家时 Lit. & E ち な はやら 6 5 る 彼紅 L 34 報告 オレ な 身及 H17≅ 身みけ fiz It れ 11 25 11 た る lito 何だ何だ

おとっと んだ頃 とくて 外で 内星 鵜き 吟ぎ 家 ILC II 伸索 L 愚ぐ 1-並 倾: ٤ 4,0 IJ 無む 慶也 形ち ٤ を祈に 6 12:3 老多村 砂かが

ないに

オレ

す

部:

市市

すし

-y-

忠

41-喻完

82

鶴がか

げ 40

11/1:15

夜は 川道家

0

坊島

ち

と

15CE -

オレ

に割む

-{-

晒

拘言

不

始し

を

気に

オレ

3

く自旨

を

気き 兄言

15

1)

鵜

主

行芸

経の祭

以り成ち上にもはなり 家に位む口含れているため、外の先手だった。 間を投えがいる。 逃 げ より 府な ウ す 谷信 川身が度 から ブ た 4- 1t 怨み 當然だ ウ を打っ 方ら It 规模 家を 立派に執 が第一 國. 少! 11 を だに は類に弟を晴らす 山北 0 -) \* 6. ま 一折も 得式の 引答 た。 カン 0) do 氣: 故 おければいた。 怒もり 知し 以 1112 だ派 されま 地方 から 11 3:00 い、まさと た始末の費用を it 3 \$ 御自身に 20 物で然に る す 此時 松 6. 声 軍人 と松き Ti Ł づ 115 の面倒臭 軍人 A. 61 ٤, 心心が なる 6. さん 以小 \$ た時でなって 姚皇 大方 -) 111-12 前光 ける ye 500 0 t と変之松も 間之 お仮 ば 以一門 た論社 や流行が 0 一型

た ts 近貨港 L -0 1) 0) 來言 總さ 泛清 共三 the state すき 金 元章 領智 中意 知 できる 変し、変し、 能; 0 4, 17 想 年現 ( ... fujis 滑き 11111-4 -地方 312

特是 Si 果は が気 正宗 化成 拂。 西書 7 4100 林り 頭上 0 洋 到山 料整 7 心方 局學 なっ FILD あ 0 時也 生 0 7 向ぶ 門口 如是ふ 分がど -) 連っ 6 05 た 始上 四点の 7 ٢ (') 様子 末き ま 力。 を ら述ぐる 牛 雲なり 鵜き た な 6 堂を 儿子 いちゃ に 消息 4. 上之間 家言 提ぶ が で、 輸売 20 程度 (1) 如言 遠言 11 多なだけ 清意 -17 力》 ( t 車を 別な -}-何三 0 處 からと 兎 دې 420 \$1 82 てで 屋中 分がり、現代を FE ¥, カン から 記書 i, -V, 遊享 腹は 社 (1) オレ

論えず、何と、

信ぎ

情を

心の

-Ci

再验

門多

處

4

行

くところは

た

6

足官

向む

裏き白い 介か 町等 が 临 St. S で降り -) 息を 分 驚力 け、放き色 足 戶 海路の いて 口息 - الزا 1 き 時代早時 ま 初 ち 冬年 外套 長れが 來さて を 北京町 是さ de に何心なく た ٤ 灯" は 阵"· + 12 を 60 7 子也 内容等で 四上 0 0 け 時也 0 カン あ n 間蒙 作 過す を て、土がり ぎて 3> 置的 石と 3 去 3 られて ぞく 段 家記 岸部

> す。 に終 疾性層的 内容を放う 好 50 松丰 と問題 L がかう 酮 オレ かがき 女房お 7 んは、 確決 格言 子心 聞言 U. 0 外言 學一 HI" 0 1 \$ t, 6. 何篇 7> 1. 4 発言 末 無むれ 2

低でせ 考》。 隣党書 帯見生記を を れ 夕!! 白岩 月曜に 形。 買动 B 開光 ま -) 南京 強島う pq ナー を B た。 ts ye Ł KL 略さる 折音 オレ H. 4 収 0 温之 て 宿ぎ のた た。 信ろ た It -f-Fo 7 0 オレ 懐か 此る人とか 身み 金 から から 1/145 呼 (2) W た 可以 廣急 4.0 然がる 婚計 113 カンち 金花に から カン 通言 113 が 1+ (2) を げ め 町たっ 切きに 25 船って、 却な朝きる 0 7 4. た。 ~ 能心 方言 今四 红 0 を る。 裏意 ま てクル 日的 家を 初時 る 又 - 73 南 用汽 來く 稿言 便にか 冬の --新力 1+ 112, · C 10 3 る 3 刊的 見み 110 借か 0 聞ぎ 電流 海路 ٤ 夕日 蔵さ しし込 を買か えてて 語り IJ 内京新人 1+ な 車片 海石翁 毎夕新 四点社記 聞光 0 15 7 冬点に 經け から 17 2 を わ 海流 渡い 買加 讀よ 3 た 3 來き 乗っ 聞力 如少 35 至是 45 そ み of. 0 船崎 水 屋中 支援が 間です つて始せ ts 7 下上新光 から た \$ が斜た要う た時 殿 聞儿 る 九 12 校告がに ば は 3

買☆

な た

そ

容易い 假分 電車を 7/1 111 待 82 明 心 場法 -0 服 12 歴 IIIL 3 紙会 折音

らう。 用"下海"的" い常な オレ 0 数ヶ處の行 花法 開発す 浩。 1 11 4 P 支む 見り 分款 來 .46 15-SFL 0 (2) た 松 細点 万二 角と自 質 がら 質弟陸軍 待你 運気を 自じ刊党 手 近京 分范 分差 7 消り 分音 +, る 0 大意 間ななな 節をない 1114 眼 -Et れ 10 ナ 孙 0 见少 襲きら 达: T. -1 カン を 時也目 町落 34 处计 t. 6 間かに前たで 待ま 者遊 115 7-40 1. 头 處よ る之公が 家記 5 \$ 所管 間子 家に 部 俊节 118 小ぶ は -(: 婦か は新 省 意と を 町まて 短い四十八年 なく E. 供意 af. あ 墹彰 あり ŋ 0 C 0 『家心 1) 聞力 715 あ 弘 カン

7

前当の 兄喜 70 聯が変の動うの 小は雑 崎ぎ 附は松き 1112 た 11 取品 it 0 137. Tig 18年9 5 だだ。 罪 剧。 支む る之松 竹衫 作物 Pari > な 語 #12 h F 熟品 校告 明 0) 先生父 不言 た 生? 李紫: 利わ 0.) 關分 た あ 死山 3 L 耳塘 た た だ折り 時 からかられる 時書 柄管

統

其儘格子

戶 だ

0

外に

佇た

小

W

だ。

75 社

7= から ge

島か

ん筈だ

b

此

0

夕覧

唇言語

孙

0

いかか き

停心

Kn n

村

6

時告 はな

独立

\$ 20

胜沙

不ぶ

いいさき

聯ない

るるち

弟され

0

支ゐ

30

松等

が

始し間ま

本まの

午飯に

5

7

输出

家記

1.t.

蝶子

姿を見

よ脈物に の様子もない

0

3

は 0 L 人的

る

やち

\$6

ちく

7

御

田っ

が

U

げ

角か

明

寸

y,

して 私 はこ た ·C. 皮と と家 7 から 家言 11 島於 へは 1) 歸か ま オレ

2 を途対に 鵜うは 後 立等 源等 1) 去 II た状か 又等 いて行つた。 < 巡点 カン 査にで れ d, ŋ 0 Sp と共 蝶子 37 b of s の行くま 10 が二人の あり 再汽 ると 秧 ZJ. を 於 知し 社 様子に つて ダ と嘘ぼん / 3. は 32 振かたい さら 北南 よく 15 き 用性

今時で朝さ 請言田だは 見みれ 人りに 82 B 12 6 は ŋ 一時近 思智 昨夜 3. 又勝手 わ を被特良人物 朝飯 颜盆 一の小間 なるともは茶の間で想 口景 かり見る 然か -(11 () の幹子と小 から横町の 膳をは し午前 使 まい 朝饭 る すい 0 先等 と小好を 0 11 13 do 海石先生 りを 5 がじ 0 九 ٤ 5 通用門 箸を取 お表門は人目に る t: 8 の修子 様子 待 から 云 あり かつたが ~ ~ な 面倉を 家を派を し、態なて 40 には 3 な

を残りので かさ、 學校 0 たの -蝶子は (2) -とうくく夕歌 から 庭街 7 り友達二人 南 る が、 ま り通用門の 其产 近京 まで くき 時書 層づ 誘って跡 ·扩源。 で家を と抜出す 7) 2 ٤ -(" 來た服 通了 激まが の服装 かう 書置 do Ti

に對する嫉妬 顔をし 心持を 慰がめる たったく -好き 0 ts は家中 何語 を悪く 7 を た時蝶子 L れ カン ょ 始は CK ば 20 6. ま dis 好产 どう 0 3 B 3 刘 家乳中の 子との 0 0 世 (2) ij 7 L 恨 は る 4 腰を 時自 だ。 か思ち 2 ょ 物できっ 1 ょ る。 大喧嘩に恐れ ij 蝶子 腹片 0 抜め IJ 1.t 11 分がの りも今は家中 と質 72 11 かい カン オレ 此三 ない な事 红 7 オレ 不适 が解除 やう 化合語 かを言い -fi (1) 前き な事を でい 孙 4. 角蜀 [ 翰儿 を好気味 なし -> が 蝶子 5 を b -}-して な気象 領し 却於 何先 と言い け ميد 4. 82

 $\bigcirc$ 

思想をなっている。 17 分京和农死 なる ま 1) ただも 世 ま op 变 節次 ず。 ち ŋ 7 0 だ 居さ え。 1) \$6 家語 思召 事;; 12 だ け 17 川岩 下台 & 13 御迷惑は 4. 用記 どう たす 邪や だと 機がに

> 下溢さ 敬い 0 て下海 思想 お持ち 7-た から 0 60 では のは不必 私 も良人には 私意 左続 特樣 いふ行遇を 必要だと 良 ならら。 人は 松 ます。 愛情 46 仰点 を 有品 妻 0 B なる

女よ

背人

くな おと出た 也是 つて最初は庭の松の 往りどれ 夕風に したが 0 \$ D 形式 派込んで やら ep 電気 110 川場 辺白金 干 まり 上、製の 炼 事べ た op やらう 子. がて日吉坂 1) 水で 11 れ る 人名家 俄芸 大雅 せて着 5 -}-にはく ŧ 心 田で吹き を下か のみ着のます。 7 1) 灯" カン 氣 lt る頃気 ŧ かり から 寺 那

めた

後言 ば虚 見るせ を 場勢を 承は 再会び 觀 L が途方に L. 7 折 がら 7= 娯 突 慕 身を投 然為 子 は全意 步 に呼ぎ かれ 行 招生 35 カミ 0 N) カン 1) 北京勢 自当 蝶至 來

6 C: 5 ど砂糖 夏なる 2 0 け と歩みを リのひどい日吉坂は馬鹿げて路幅できません。 「時天とさへいへば駒下跡では歩けて路幅できません。」 にも 電車停留場 った心特になった カン 日吉坂の方へ向け の柱の下に立 つで、 途方にく 0 Ci ちずくん 0 れなが 82 L

路をきし

IJ

75

から

is

砂芸

別を立た

7

を

La

つて行

で、兩側の

には 0

樹の茂

つた崖が

雑えて

あるに

b

下のごたくした街から上

つて

來る

٤,

C 15

ろ

4

٤

坂上の空が高く

開けて見える

0

٤ が

人の女生 方と 部: りもか 大空を焦すさ がし は あらら屋敷 上げると、 いふに不断着らし ま 下 へ寄り いつも野原に出たやうな氣がする 駄をはいてゐる と鵜崎はわれ る し道を譲ら て丁度初冬の ま、 ながら 0 ともなく坂の中途に立止つて行手 沈るやう すぐ 4 然子では 鵜崎は一層荒寒悲痛 何心 日の前に坂の上から砂ほこ い路信 を忘れ 下げ 心なく ずば 駄も竹の皮の鼻緒をす ないか。十一月末の夕 に急いで降りて來ると 夕陽すさまじく坂上 突常 の上には羽織も着 其意な 一日の日 りさら 見るて、 な心持 75 0 であ ٤ 15 0

いなかれた 除まで 町喜 子: か。」と蝶子は哲 る。 ~ こしも知 つた蝶子は昨夜鵜崎が良人の翰と一緒に富士見 顔を見詰めた。夕刊の新聞 す がきけないら カン つくや否や夢中 うつて下さ 「若奥様。 蝶子は立止 鵜崎さん。 若與樣。私です、鵜崎 \_ 蝶子は呆氣に はその れまじき様 の待合から警察署 謝なり 此二 川事 0 ましス 物音に呼ばれた聲の つて げ 巾譯があ い。」と鵜崎は稍摩を頭はせ腰と共 ぬ處から、どう云ふ器で るる L つて のなた。此れる 取ら どら ス 4 で 後方からな 振返つたが即座に 0 してや か課が ŋ れたやうに唯ちつと鵜崎 P で物別さ 行物 6 ま 其の場に上下 せん。どうぞ御勘辨 から家へ行くん 袂を 分から です けるの 所なぞ見るご ٤ 耳に 口をき 小器で鵜崎がペ なか でり カン い 鶏崎は ĮJ. み、 ったの る暇もなか 州石首 何先 のか蝶ぶ -0 C. 0 7 घड़ -j-コ 15 ts あ 0

面日次第もご 「鵜崎さん、 1J いと云つて 足り さ なた家へ行 が、よるつ も記をし つたら懸って、下さ りで参りました 7 7 のかい 質らに

時目想行の一

電水

が関

の浮くやうな響に

線范

で形さい。 は、 母 杉 顧認 5 -す B 義 から 3 私艺 B 離荒 7 -( 1 逢る ¥, 0 45

岩奥様、 3 「へ。それア言 あ なた は in なと仰 オレ カン 有品 is れば 何智 中意 被引 ませ しんが、 3

見<sup>み</sup> 返か 子はもう駄目だと思つたのか、静に鵜崎の顔をと鵜崎は狼狈へて再び蝶子の袂を取つた。蝶とった。 すよ。」と云ひさま蝶子は歩き 奥様、 ちょ つって、 若奥様、 とそこ迄……心配し まア御待ちなすつて下 旧さうとし

見捨てら 部にも私に逢 1= い。私は見れてら 「私はもう家 皆き た身なんです 光捨てら では云ひ切れず突然 れて れる おるん つたことは言 ~ lt カン られた人間 島湾 だし、 5 質な ない の人達 香湯 24 VI んですよ。 んなな です 、涙をす から で置いて下さ から見捨てら から。 です i) La カン 人

12

子に鵜崎は穴 W げ つくり ると共に蝶子は川袖を顔 33 ななない。 御节 から を も這入り わ る のです。お屋敷 い心物 風に押當て 與樣、 との

入りて 上語が 御りも らんな 世世 す 8 6 2 流 歌う の明白で 海流石 後 九 7 拘言 は Ė なが な de 0 3 TE IT 洪光 Ŋ 我力 石器 惑さ どら 何法 が カン ŋ ま HO から 創作を に喜ん **御意** ·35.1 き 協力 VI 1) が 。 と大き依い 逾= 酸な U L わ ば、 は 0 0 何ぼ 內部 :i:k 100 して F F る 0 一个人 庇 賴出 く語り 學 相常にい 來 11 を待ち 何で 居 優に 智於院 面沒 えげ 澤言 る 1: よ 造力 語でい だナ かい 0 れ れ かい 態がき 名響は 大きに 程是 女子し 知し 選 -0 決島 先章 を る 及ぶ 季日鳴 原品社 そ 5 かっ it 45 2 のはい 代位 質に困点 部公 その信 通常 知し 0 t る 0 最高 修子 方は 削し って に通言 B 4 れ 亡 L 中鵜崎 小等 礼 にはして 北 烘 子 川き ナニ たま 心學 カュ 6 記言を 名響もす 豊えず 怪し 九 鵜う しなく 力が i 事 々く 7. 5. に、一及なり 物の為た 鶏崎さ と見る 少 0 た から を ML /3 震 15 又意 開生 んるして 遊言 H 刑學生 おといい たつ 投作 君公 ょ き 卷 信み 家か

子が 無む島か 鵜きませり は電気をあ 騒ぎが 大類 糊? なる 梅崎の仕に押行 と書状とを持 -}-全 紙で包 大震 行字 7 贺节 糖;其子 独崎中石先 家市 洞と 間変 だんだっ 0 132 切言 つて ほど 突生 なし 石先生侍史。」に挟んだ大形に挟んだ大形 には 丁 頂曾 來き 經た 12 糸にら - f-\* 使 间影 0 のする 政治はな をお 0 粗モ 昨泛 水引 人とから 裏る た。 封合 記録 朝意 から から は き 述の

色湯 を讀 不に引合 傷う 傷皆は 讀 慶い i, 組ま は使から受取ったない。 Æ がら封か 力》 ななく 外结 1.t IJ 1) 1. 南流 < して 0 1/17 なる答 東京 極い 打造 膝小 折守 切学 紅弦 た。 IJ 3 神常 111.5 良さんと 人 3 人は 衣まる 手でげ हैंग] =

立た本法 御返事 ij 皮也 扇 を (7) 使品 ·5-女言 : 裕: 房 は す 車を 小った 居 智士 か do の総紙さ お 米さ 頻. 年完成 に対象時と親時と **派**。 1:00 幕に胸 17 等等 t

略さ

は

返書を手 る車を

て二階を下

月四

手

渡

3

遊をお待ち

中意 て、ラ

げ

眼

取と

我なな

心心付

カン

鵜き

箱に翁き 稿う から カン 時き 館書 海電がある II 115 筆も 常ら 内に関 不 那 節候 亦言 事 1) なる珍菜おろし、 網が海流

劳人等 候 管感派 \$ て御党 歌, 禮机 御二 睡, 他からの (被下 御二 可靠 第た 川き 風与 申 タ景い 明む Ł 上一候得 學二 御史 相意 仰温 候的 體化 に御座 其砂製した 4 4 巾養 15 ない 原上候 共名 逃ぶ 31.1.7 御 先 座 飲るない 4 光岩 参克斯瓦 不肯 、 拜ばな 取 取敢御返書 御二 首再 身引 御首 人人様 を御事を 上でなる 嫌げ 屋や 御

一二月十

等き 態う 0 爸紙 つで 哈き 計が !I 文章と を 大 須 質が 事 性等 正二 氣 共 が 京 位。樣家 71 込ん IJ 艺 で全力を 度 執事 殺き 100 き 線 5 醛, 息を を 0

慶! 归 ij

御

通信行の打害に設する かれ 作を対象 致: 奥力 絶えた 街高 は 間至 もう ま な 4. 见少 す ま 元はかっ 1) 7 Ha 晩な < 7 n 7 魚変 亚素 夜をに を 降 75 13 IJ な 終すり った。 ग्रेड 寄ぶ 和智 1) 自金書 態う 崎雪 北京 は人ど いて 川浩 北

L

ま

す

カン

B

お

ŋ

2

ば

也。

书子

樣語

B

J."

先党 刻?

日中

日英前

家?

も遺世

人い

n

カン

九

7

口る

歸か

死とに んぢ なに そん 困 れ 角で ø つて 中上げ 喜り あ な事云った 0 岩型様、 34 Đ び まふ 玄 K なに笑 4 ま な 私党 わ 2 る 私に ねえ。 つて書置 か、今更 カン がそこ おか 知し 激陰 私見たや お 主 0 馬ば ま ま 0 まで書かる。 立たつ 鹿がめ 處とる カン 步 K cop 置いて出てい 何完 3 歸為 5 とで れま 15 L of the す す 主 如些 ے ا 來き 4. 何う

政上 なった 0 李 云 身體 3 3. 知L 43 وم わ つて け 御事 には 話 や決ない。 事なら を 行 7 何 ぢ きす 1) 2 什上 方常 到 رکھی T 有りり なる 中 ん。 見る が 0 れ あり から 4. 駄だや 兎とば、 IJ 世 たい ま " どら 角かく " 난 カン 見ら と蝶子 お 居中 が 0 一班! 往 d, 來で 11 6. 主 7 誰に共きだ IJ カン

が

と

0

家

録かる

は

6.

p

"

が

IJ

岩なり

樣

2

n

6

は

一先

うな調 致に何点しい。 私なくし とこ もち 真語 ま 屯 家記 -0 子儿 50 う。 7 黎季 私な 1) 鵜きれ 东 杉 場でが **風**3. 4)-\* 邪 家 į. 4. つ 御ご 外空 か。 子-= 17 Ē, す 供管 李 1 をあ け ردم 1 ريبهد さアさら 本 なす Ŧ. し。 ge.

之のとの 境に下れた ち常さ 印象にはは けしん 長靴 なる借家 なく 事员 場は S. 6 合意日ひ もち も見えず、 2 連つ 5 節次 兎と 九 半 7 تعهد 來る 町高 角のがは کے 3 方の方の とは 蝶子 子言ま 供管 0 -}-隔だる 7= る 4. カッ を いいのか 眼なって だ つて 0 氣き 京 なく 居を L つ 態う 格 F, た t からなったかして 0 崎ぎき 子儿 \$CO 事 난 はながなだけ FIE ず 土さのつ間を変が 54:0 家 坂土 神吧

利を 態う 鵜きを こんで で、 もぐく 岩線與 崎ぎ 初言で いいから 护 慶いけ 1t ま 様、 むた から 1) 慶け 學 L 々 最高 手で きた 暇な IJ 7 난 の三 7 73 1/18 1+ ~ と称う 11:50 TI 佐さへ ば が 事后 なく、 常い 6 E 倉台 家で 戶里 で、たこ 出 0 おとうと 72 意い を 大震 息がない 供菜 明ずす 來た 主 塔克 it が、 7 2 ア が一門は 0 0 がかけ 2 かりました 緒 7 共もに に夕り ア 廋 113 施多 樣 F. 大龍 中年日待 飯 5 たかり 後まれ をか き おく た 際記と 见。 TX を

> 間が調査を験が呼んのににぎを前まれた。し 茶を 側意 & 計 のにもな 掃き 除ち Mi E 行的 うて オレ 店ぎ 座さ 応ぎかず オレ 沙京 3 がよう やらい 湖本十 义言 75 を 1117 月えと 日的 開え 團片 465 13:0 にする 1) 病学 3EL す を 前に見て その 111/2 刊学 散空 方言 82 好一 を -1-0 - j` 取以 4:0 IIL! 23 3 き うか 惠民 火ン 3 成と外に 盛まに リ 號子 キ ME に悄 火を 败: あ 何言 肽/ & たよ 到力 焦 がら はき 4, 1:4

### + 五

の 雑\*家かだ 不や時等中を時時 いかさ 新! J. J. 蝶ょう L 聞か it 73 ょ 拘留 俄に踏る す 人的 蝶子 を (2) 階し 下た 用き呼ぶ 11:1 合意 の行方 た 家" を集ま 不始末 111.5 では 家に \* 1-**港**, きち 騒気 HIP 41 ħi かって 俊子 ぎ 不 L なら 20 3 11 虚る 7 から 7= 明 る 肝之 鵜き inter ! かい 45 物がこ ji y が蝶子 であ Mill Z 715 ( ) なる かは を 家か 0) 大智 沙 海宫 石湾 身に か分ら 縣 4º 夕野 1110 書館 き 1) 以えど 流流 人分 から 閉ぎな を た fi's 見る大学 浩 Y, 1/10 夫婦 当だ 1) なら 部 3 に俊生 を 此三 Li it 41. [P] i, 停点 鹤 対で 俄 FIL JU

7 东

床亡

0

掛的

**厨** 引き

書がなりまだな

1.3 ば

新きんだ

物

多 恐

0

主法人

間整

込

眼的

を

ち

0

海路

虚ぶ

容問

不少

は

書法

祭节 8

内水

3

れ 0

た鵜崎

は

そ

٤

A.

す

際に知し

煙在明的草。只是

縮空

す

83 H

12

る

座さ

清

園と

1

0

同等

樣

南 0

る

正是

福之

物が

此

0

前さ

内山家 道信

を

持物

3

73

ぞを

<

カン

離り来る品とあ 深まだ 信ならお 求色十 藏すに Ł 門之序 共言 WILL VIII 依い 3 カン る ٤ 賴 骨董賣 鑑定に 取片 胃次 3 45 2 17 ---老人 手で 習さ L 金学 ま た。 見党 掛 れ 6 去。 此間 紬,の L カュ 3 8 る 物き 0 依い ---は T 1-1-が \$ ريهي 道具 歸か が 賴以 折り して 時等 け 0 する 0 0 X. 間差 春新し 消息 稀言 3 15 大震力 々 る 7 物等 屋中 相等 其その りた だけ 語は 相世 終いい 小かけ 何色此 0 込 年決 かい を は か 違る カン 家け 糖乳 知し み 珍莎 6 K TI 0 . 建华 の用き事 わ 気が 方常 間如 0 大な禮念を要 莫 73 6. ざと 败是 品物 そで 其さ 3 ٤ 10 座 信》 頭於 事を 0 -力。 20 装き 老人 品物に をば 用第 遣き カ: カッキ ざ た る あ 飾 あ って 商品から でい 自じ を賞ふ 道言の 12 表も ----家外な で面會を 居る大震 分充 强热 かい る 老 玄宁. 內容 さら i の珍 30 7 F 闘れ 又差 鹿を七き有いめて でで、一大きの大きの大きな

が

2

かな る 6. なり

かい

20 な \$

-C:

を

ば

遊察

ひ 譯的

とば

人りの

首なか

でも等になる

者上小京 力

名な

主 た た た II."

で つて 8

11

月的坐記 K

6

探完

710

何言

15

L

L

りかはこれに

人艺

鶴崎は

るるさり

0 た

0

き

鉢は 屏 時

にはい

手

を

水芒

間ま

正。に合きは

カン・魔で

使に

來意

見み

覺記

大淮

体理

印中東

氣

学心

風? カン

文記が

水まで

山克水 八

校芸

11

共产 蛛もの 首公 今朝 の如言へ を 0 節ぎ 咳せ ほ つく 子二 嗽き ど 又素 結門 神は は 0 3. 0 わ < L p 2 思まら 7 (F にいる 時に、 な は 頂 礼 被拿 込ま \$6 載だ る 使を が ま 8 7 母 あ 後克 る を 7 典的 鵜き 崎さき 1) \*\*6 11 何品 尼片 华蜘 から L 後 た

度と崎富はを

他 此

方

d,

L

置為

力。 子二

なけ

ZL

6 件艺

今人 此

事

にがす

0

7

あ

0

蝶ぶ

3-

明经 TI 任意

JEQ.

な

6,

収むの

蝶に

が

1113

(1)

b

九

間以後二

又是

な馬ば

真二

1以社

を

0

を

耶塘 力> 12 カン

15 of.

3

训慰 座す

B

九

33

兎と

t

12 500

内部

家

黏

同等

様っ

7,

鹅

を

押した く 遊ぎ 40 かな。 さア 剛之 薦さ 夜や 鎌雪 倉馬 山京 ئے. 意味 のを煙草人 と親た お敷 は 大分寒く 鵜う かきたさ W 3 なっ t 0 大質 來きと を ナニ 此ら方 山東上 質が たが は 紫山 草 鵜う 神気 御片 門かか 進さ のあ 分で がら 孙 が、載に、載。 透慮と 13 な

> 柔出 何答

i

共产

16 3: 82

300 事也

目的

付品

して置く

82 た

井中で

話わ 3

た

\* 好法

IN I

川ださ 返えた

肺

圣

見る唯意

珠華走言

60

先ぎ

手で

8

でを禁子

- 1

此ころ 年にかは オレ 細生 長 近点 額陰 ts 0 0 1 た 439 け 長額 1-6. 机 頰で 丽美 10 から 髪は 被言 %? は ti. 分》 步 を 70

-f· 4.

追加

出栏

-}-

ap

5

至

片堂

其

た

歌を引き

鼓にはれ 5 如芝 < る 傳泛 湯き と館大に き Pyl of. L L 制信 粉 11 4 È Î 2 小芎 心型 3 7. رجي 6 E 当市屋 老狗 か 特法 3 かれた 有当 打造 なまま 起居 朝 權完 当 た原語 领光 原営で 上流 人员 141 前共 振 経済 質が 12 取台 思う HHIC 15 1E 人的 活色 1 事品 父班 取 る 松 丈艺 術二相 家いて る人と 社气 す 手 かな おき 妙為 書 似 0 鵜 心得で 1312 は 大龍 そ 少 須す 信じ 0 統計 天亮泉 貨が ď, カン

今夜や ↓J. 大震 須賀が 御节 后中 败号 御二 走 る

世 -6 れ 時じ御ご ぢ 座 を P 午彼る ま かっこと云った it 御おた。 物や菜だけ は耳をかた時座 0 でを発 ょ 5 败是 ござ けの 75 排 11年

何先 5 5 繰り 7 げて カン その 0 代赏 脱さん に飲 むがあ 九 を

113 変を 京 11 晚 を け ルに大 須賀様の れ E 行: 行: 合いないまで なさ 7 一合ときめ 6 る課が 0 屋敷 B 3 Sp. ても . -[--15 4. 榯 かた る んだら ならそろく ケ チ カン らずるからなる 世

お脱をふ かま 百世 御念ぎに · Z 來 カン 1) ま たっ 今はや と朝皇

からお た風かせ はす んだよ。 仮じは Ö 寒いはず ない。

態う 洪寺 時で 湯 成の味を産業の産業 畤 田掛けを から吹き合い でする。 0 婦か す風をも 來る を風空 XIJà IJ 今日 意思 特別を 1/1% のみは不気 服乳 柳子 ŋ 7: って なし

埖た な ŋ ま 污言 B れ 82 ので、 足を 働た を状に を 鳴時 ば 华分 F. 切 1) 1) 横き カン け 15

學等校常 お父さん唯今。 た カン カン 2 思いい言 かかって で を る子 こと音物 CF. なく、 の際記 も 意信 も上だらば 17 12

た一大変が 大変が 大変が 変が なり なり 総なると やア 御智 東台 は大きに れた 鵜崎が川をい から進物の菓子にするけてもいくの 7 手で水温 勝言 きた関一盛。 小引を引張 菓子 型ま 折りに よ。 らら 欠きが 来はく おいさん を L 113 す 至 つけ 吏

いた

上導る こらッ。 \$3 何だ。 力。 ひ物き だ。地の やきた TS. 0 100 N \$0, 菓子 なら 礼 江 よ Z 排

子供はこれに覧 ば カン たり P, 鍍 金の 齊に 制量 階にを げ 耖 を断下りかさ --ッ ケ ij 7 ル 7=0 で寝中時計を 機崎は 机の特 呼び を開たが変化し なが

たる 時 は が落 ij, カッ L よう。 すし ち だ る カン お廖、紋付を用っつかねと見えに お 少さ 6 40 単す 一時代だから 鴨 と見えて 6. 0 電気 \$3 カン なな。して 屋や 車片 敷 1 てく He ٤ 古 と獨言をぶ 掛 む最中だし、 でどうし व 礼 そろそ 12 とがた 時

110 から

いから

所被の 下げ た 歐<sup>た</sup> 0 なけ 本施皮の は着物 お古を大様像 いた れば K:F を着っ 穿: 机 い真芸 1): 拠 て足な 折貨 112 0 1= の原本 -}-製 F 珍言 6 來た、 < 新 Ts. 神三神 E

ないない ない ない ない ない はもらががちらつき其の 大ると敷棄付の玄爛の いると敷棄付の玄爛の 外のと様でを囲り曲つ は、できょうとなった。 吹えら. 死? 下注 集製の を見み 6 オレ 停 7= 75 留場 が が でも رنا 60 格 ざと内玄陽の 電影 厅里 JIL の障子に火影の 鳴き ž を 降る L 大意 T け 屋中 独なた。 おそるく、 方で処産 败! j家: 気がか 想的 極水 表門を這 2つて 大に 船き 逝. は無くに つても

何許長等表ものがでれるがでれる。 院別るに 20 知し 村村 るをあり 6, 係らず 儿 產 れ た骨帯家 ったやうに古色 国家の かままたが、 東京 大学 が、 東京 大学 が、 東京 大学 では、 大学 では、 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大きる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 大学 できる。 7-0 0 通信 0 何先 電影 1= やら 彩红色 F は相應に大 要は縦シゲ塗貨が取欠に用てぬる T; 此 lill<sub>e</sub> に立た塗り を借い いづ 湖江 気が 有除子の場合を 明さ S. たい ば たを見ても深る 此道 カン を十 力 H 0 いだして 心の 紙なりなって 四方き 期於 1, 41

が

9

T

して

類陰

0

員青

な

15 0

REA

なら

ば 色岩

10

何是

慌きた

御节

路者と

を

呼点

ほ

E

事に

75 g.

力》

た。 B

きは

と 3

物で

ま

た。

朝智

飯は

拔

カン

たや

即

K

は

拉

得之

れ

73

カン

怖なり気が

9

た

鵜き

時でき

は最近

が大須賀、

と云い

----

たたや

先手

度に安 座

心之

する

2

何

やら

腰に

.C.

ます

杂

から 御りが成れている。

そ

れ ぢ

は 90 ~

< 力

\$6 な。 0

目がこ

出度うご

0 0 カン ŋ 紙さ 43-を が L 五側だる K

の側に撃ってなってなってなってなってなってなっています。 た。 紙三人 方で 先生のお歸り 幣っ を被に便所 野者の立出る跫音に鵜 Ó 鳴る 音と共に大奥様 -0 すよ。 0 方は ときなた つい 崎ご た は勝つなる 幹子 かく 固治

大きる物

俊子

ば

ij

吏

0

から

つて すと

L

ま

又き坐む

物為鵜含

は 門內

0

砂岩

利を つて

再び茶って

の際い

0) ~

車な

カュ

17

去さ

間ま

を (2)3

出灣

Op

ツ

た

カン

6

請取書を背

5

-

な。

に時分を計

胸脂居2

をはず

玄 0

唯數

0

上汽

手

ぎ

海北石

せは、

红

事態容易ない か約石先生

ずと

b

do

鵜

7)3 中

大震

烈賀さん

電流が

\$6

知し

申

6

が

た

さう

6

< 立意 たら 「 る と 輸売不 。 も 出った 上点 れ 御苦勢 田灰の と仲余 李金 は はどう Ha がら、「 俊子 が は忘れ ぢ L < わ 冷るかい cor た。 は が 好吃 「鵜崎、大須 かけ本橋 早龄 とつ た打造が ので老父母 妮光 0 たが 知ら の須 銀門 砂さ 賀 3 糖合か 行 てや 0 なく まで 又紫 前是 ~ オレ 電が話 行" の情ななが 3 子 を 海流 F カン は 石等 鄉也 け は

輸売いお ٤ ず を た。 出で鵜うか ぼ ぞ 時でき 然は 0 0 4 2 横形かった常は常座 歩き ٤ で、 L こと呼ぶ 翰なは L 道言 から麦通へ來な 中護摩のと 事 聖實病氣 30 の記録 が 灰はに で弱 あ 3 を 2 カン 0 0 内京加 印形を 7 7 懐られ 振雪 1115 る た ~ 後言 老 0 て見る 入い 受 L から「お れかか ( 取也 思した ŋ Ł 門分

47

君は實際 7 らら 迎之 どい日 どうも 此品 何穿 から が \$ 何等 何 V あ Jj 8 1) カン ん、づきく お出かけ な 僕そ カン \_\_ です どとこで 君家 Sp B が 川生 傳う 0 染。 1600 7 歩きけ た 支 な か知り V:

> 際い ね 者や O THE にっい 东 から 25 IJ 先 が 刻き を記されるく 君言 に借か 度見て の愛養病 って見て IJ か ap な 一行く 4. 事员 家 والم 0

んで 香 なっ 町書 L 事是 \$6 が 25 あり -(: る 時二 0 分范 す カッ そん ち なが 氣に 1) \$3 報文

大丈夫だって 「御養生なす だった赤線 ん。 た。 6. カコ 15 門光 1000 女 となっ通か 奥党 房 僕 なは も見て ふって対応で から むる 7 る が 御二 如以 程長 から 質さ 12 人意院 娠儿 け 明 にエ 分元 だ 20 安売 た 直流 3 心艺の だ L L 台京 300 よ。 L が 事員 で見る なら 20 よ 爱 3 た が舞に Ł 緒上 が IJ 行" ま 遊麦 0

題、だ を見る鵜ぎ一、まいな 記る鵜ぎ件込な を火火 5 作法で なっ む。 L 85 水。 デ 此尚君に利 不.5 全国 ン 審に日の だ O GAY PR なっ Z: Y さら 方はかっ した L 30 5 君允 僕" 子 61 任 私 樣。 生艺見 11年2 3 ä, 指: 問意期等

デ

性を倍にられ 残ら 取貨 頭人 Z. 7 越苦勞 保治 13 らず 0) 7 此二 カン 3 萬元 の夜は 不素あまり 深 線に 心底 低熱心に鵜崎を 歡迎 いちゅうしん きょき くれんけい だと 客の出入を好ま って

82 かしいか る主人と言葉を交へるのさ ば 胸が カュ けかず横町を曲る折っています。 一方ならぬ て大事なく の方を振返って の音に鵜崎は解 ŋ は 河湾 82 の弊に Sp 5 な心特に 縣法知さ 覺えずよろくと 大人の待遇に全く 0 桐糖 御馳走に身命 帽子をとつ 正言 して 73 0 門為 には T:F 行为 動三 駄 外 何元 難言 0 八 角を 路場はた 有な ر. ا 時 111 を強う を 感気 とない カュ る 2. 0 FL カン ٤ 12 事を 時ら たち 3. 4. 石化 俄流 明智 肩かた ¥, た 15 T-Ł Z, ば 82 書き L

生芸嫉らはに好き内容 7 深然山麓 0 は 必ず 無斷で大須賀家 家 る い人たる事をよ \$5 110 出掛け 醒さ (7) Z 御機嫌を損ぎ 朝き 83 た今朝に () 刻》 限坑 鴉雪 を今朝 ならば -j-知し 75 る つて は き 10 馳さ 海沿 流石炭忠 午飯 ち 急に ねる 走る うと を ひな 心心配 な 元の非常に 早く鵜崎 -7 たと、酒味知 .0

0

やら

1

れ

7=

ま

0

たまらら 一人小 取肯 明為 あ 鵝き 下方 け る お 鴉崎でござ 秀さん。 ると して茶をつ 信便で を見て ts 奥様 Ł 思想 7=0 4 お なながれま 俊子 いで ま た illi: 秀が がい -}-な 刑: 福品 ねる 表述 門次 が非洲が ず J. ٤ 處 杂志 橋 お 店<sup>な</sup> V から 5 なの なが 間部靴 お客が書 3 たなら Jis 山 足がが 铜 たい。 主 なはり 茶碗 褀 昨記 を

茶ねっ、碗ない 「え」 76 器者。 たをの ムえ、 お際者さ が これた強いはいたないしさうに立つ せ若夫婦のた どなたが 居る間は 动 15 -) 4. たま な んだ。 7) た 7 先だと 見りお 秀 間業 カン でなった。 ,\_\_\_

なら やら 解心 あ 前光 0 ŋ T 玚 間が取りい 0 儀 何实 0 是基 残されが なが作りない。 ٤ を す 0 82 5 阴玄 なく ij 0 卻= ٤ Ti ~ ても、 座 來說 かさへ 外か 翰 から 振奇 後意 氣味 知じ 2 (2) 輸に到さ が返ると 論 たが 方は いわるくは思ふもっ の顔をしてゐるす 見れば馬鹿丁寧に 僕 は自分一人が好い見にしてないと の顔をして 別しては、誠に、氣まづく の部屋 譯 がら 王極冷淡に 8 から 突立た 1) と 胸腔 0 Z. 事を 子宗 雄 诉 0) 女人 0) 世》 明: は鵜崎 る 游行。 ま) 洞。周 音に V 然茶 -C 3 た。 以,00 が

蝶[内] 子 心 (i) 身近に進んで気 为 例德 1 線元 そ が 落んで 病等 洣 感な相談 主 方を見る 7 0) 知ら 事是 以 B 談法 此られ 返か 設置に わ 掛 ながら 1.T け 際と 版章 先きしも 25 X1 力 \$0 7,0 な・ 何. 111 ょ 輸は何言 鵝う いかさ 82 6, 方:

「雑略君 修言 ~ 0 ٤ 私。私は其後身 ま の此方は意 ~~~~~ 410 るく 體は ひ 何とも 独门

は質に やるん 清光 V 0 いんで 侧言 さら だがが だ 女 0 から がく気を んだが今ぢ --弱つ か、そり 房 圓 件均 が 图念 以 貧 以来僕は なけ やア 配 3 ريم L 共 よ。 オレ **希望** な れ 12 先生 構 交なし が 8 年に 時言 司也 更 來 に降を رم 権は 爲古 一一四段 ful た も行け が父 کل 行 き 返か

と気が 事 助高 ひそく 老 を用さぬばか輸は言葉の t, 真傷 やん 氣 話作 0) で 11 怨言 をしてる 調 40 1) も空恐ろし 7.1 () 知し 様子う せ 3 快く して たさ しく話 鵜管 拒絕 を先生 懷的 11:4 1 1 1 80 谷 に見 うこも 11 15 月音ら 人でで ていか すん オレ 5 1117 11,2

しもう居な

昨日の晩

返し

ち

まつたんだ た女中を置

「い」え、用ぢや

ない

け

れど、いやに静かだか

何か用

10

pe でではいかかった。

衫

米の高

15

それだから辛抱し

たのよ。私さらでも

やア姊さん、全く此の土地にや居られやし

た

つて

仕様がな

ね、 入れた事を私ア其のお友達 までお友達からお金を借りた 時私にどうかされやしまいかと思つてさ。電話 融通したとか云ふのならいゝけれど、ぽぽったんだよ。それも御商賣の事れちまつたんだよ。それも御商賣の事 の名前で商賣してゐるんでせら、今の中に早く た事があるんだよ。 いんだけれど、此の家はとうに旦那が抵常に入れたない。 どうかしちまつたらい」ちゃないの ならもら 花ちゃん。 あの人から聞 構はない お前さんにも いいて ちゃ それも御商賣の ない あんま まだ誰にも話をしな 000 1) やらにして抵常に 兜 町の矢さん 此 だと思って泣 0) 事か 家は まさかの 何かで がきん

10 City 帰つて來るだらうよ。大變にあらたかなんだと 「香羽の先生 ほんとうね。 母さんもどつかへ行つたの。」 お何ひを立てに行つたよ。 だけ れど 何だか K全り 氣きに なるわ もら

「姉さん、 それぢや ほんとうに 出る つもりな

つてし にしても春には間に合ふまいよ。もう斯ら押詰 000 一だから まつちゃ お何ひを立てにやつたんだよ。どつち

「姉さん。」 何をぼ 何處……此の土地。」

50 红 までおかみさんくて云は 此方から皆に挨拶し どこが 何でも いゝんだらう。 此の土地がや稼ぎにくいねえ。今 なくつちや なら 牛込も先に出てゐた れてゐたのが ないか ~ 出で れ

様ぢやない いか。今の家見たやらな樂なとこは捜したつて 細くなつちまつた。」 一焼さん、私も外の土地へ行くわ。何だか心 お前さんは、折角と ないよ。 お 前さんがまるで御主人も同 れまで辛抱し たんぢ やな

向いて吐息をついたが思出 小花は言ひ慰めたいにも言葉なく

L

た

やらにい 同だ

しやらに俯

べめた。

ちま

「姉さん。お春さんは。

ふ。」と姉のお町は泉衣の袖で眼を擦り始

考へて見ると私アつくんで情なくなつ

「まア随分薄情な人ねえ。

勢強者衆のゐるとこへ行くと何となく類を見ればしると られるやらで氣まりが悪くつてたまらないんだ なかつたわ。 今だつてお湯だの髪結さんだの大

り外に言葉 B 拘留が 000 の一件を言用さ れては姉も吐息をつくよ

かっ 來年早々旦那 さ。彰まで入れたほんとの奥様になるんですと 一世間はいろく 葉も のところへお嫁人するんですと ねえ、姉さん、家の御主人 は

ら鳥渡家へ歸つてまた遊びに來るわ。 行つてるわ。だから家は女中と私きりよ し何ぼ何でもあんまり出歩いてる 間へしまひながら、一母さん遅 「どうするんだか。一昨日からお揃ひで熱海へ 時に計 それがや熱者家の方はどうするんだらう。」 が四時を打出した。小花は煙草入を帶のるわ。だから家は女中と私きりよ いことれ。わた やうで悪いか

た母親。 んぢやないのかい んで煙草を買 よ。旦那が花ちゃんのお客様とま 立掛けた時あわたいしく勝手口の障子を い勝手口をば母親を突退けるやらにして露地 下駄も と云ふよりる Rがぬ先から、お町や大急ぎ \$0 ねでだよ。 早く立掛け お寄りに 表の煙草屋さ るた小花は なった

(65)

7 見み れ ば 蝶子 b 心恒 製品 べさら な 女祭 だか

はどら まると袂 大道を 6 から朝日の袋を取出し つか電車の停留場へ來た。 翰は立生

ありが たら御 座が ・ます。

思議だよ。 に自粉でも香水でも 僕は今日まで一 じめ だ。ところが僕の つた煙草だ。 軍員記し 遠慮せんでも なものだ。 一時に敬遠主義と來たぢやない 遇 の方も其れから野球俱樂部 實家から 必要がある。 來るん 君家僕の 交も それだから今の は 方は だ。 7 ムムムは。」 皆自分の小遣で買ふ。不 は今だに時々郵便為替で小 やつた事がない。それだの ワ あの一件で東洋新聞の方 だから彼女はいつも食持 1 法學士 フは實に不思議だね。 れア蝶子の 樂部 處大にワイ B かうなつ 明の方も四方 か。 小造で買 實に

れ K ね、 は呆れて返事も出來な いは。」と翰は獨で笑ひついけた後、「そ 彼女は 色が黑くつて 縮毛だらう か 面倒臭

何と と君だけなんだからな。」 でも 0 處心 素性なん 如 0 -7 ねるの 11

た今日に

なつて

向智

の模様

がなな

٤

「だから男は

7-ねえ。 H

礼

は赤羽根橋の栗換切利を切ま二人は別れわかれに腰をま二人は別れわかれに腰を op 0 と電車 が來た。 训 4. た席藩 カン け 鶴崎さき 加が離れて は食杉橋品 20 た ま 南党

B

عي ا

L

粉竹

花である。 思つてるんだよ。 し質ら りをき らなさうない。」と介み掛 ¥, カシ てわ 引龍つた後に下町 日壹圓ヅッの罰念に て氣の毒さらに焼お町の顔を見たのは妹 になった。 ある山の手の事とて今では相變らず商賣に出 は いた愉快の 縁起棚を後 のんべ 如沙 方皆 してゐるが、 べさん、 もうすぐお から 7= まる沈みきつた調子で、一花ち 思むひ が待合愉快の方は其の時かぞり管業禁止 んと斯う Se Co 小花は ほんとに 金主の雲林堂は勿論の事組合事務所 切つてもう一遍商 今だに に海暗 おかみ、寝衣に半纏、髮 正さらぐわっ もう彼れ此れ一ヶ月ば 町と 今日 別學 かの一件で五日間の拘留を 4, して貰つて養者家の二階へ もら如何しても はちがひ然う い帳場の長火鉢に類杖 がだって云ふ رج は いて 店られ もうこ けた長煙管の手を 共の態 霞に出っ -f--i: |||: ないも 心に へ啖願の運動 いふ事は折々 許可に رمه 何時まで よう B ちゃ んわ 沙 いぼじ ŋ な とめ نهد カュ たっつ 75 ٤

> 6. 時には同勢七八人愉快 のは雲林堂が三日に上げず ねた心が にくも 其の何へ知 の二階を , 究を写 の引き處 仲無問 回と参言

よ。 所の先生だ 日办 事があるから六ケ般 どう の停止で 姉さん、 かいぢゃ あ の方の間は しても 禁止 75. 來てどうも 志 駄が日か の時に にや 道語 や誰な ならな なら からう 困った ¥. くら つてぶふんだよ。 お花なんぞ引い いんだけ ときつ 長 所言 日本 っても十 北口 お 川岩

内な ないぢやな あ の時はさう ñ だとき」 6. か。 0) オレ 以の事も ど、不断始終旦那 つまりそ から

よ。 て、 前雲に出ても 「姚さん、旦那はどうしよう 「どうでも ち んだよ。 つて仕様がない さらぶい 當分素人で遊んで つとも身を人 浅草の方へ いょんだらう。 んだけれど、 たれ て開き ねり 出來たんだつて云 此間中か それ 此項目 t. や浴さ ツてぶつてる か 1 や行木が心部 ちゃ 何信 773 相談 いかつ L

が

す

3

とかって

林》

党等

は道々

頻

FJ C

報

話法

立た

制造

堅力

秘

口名

を

噤ん 計は

主

pq

5

in

鵜ぎ 崎富は 判別する 中がは だと 家时 借いる。五章 カン は が 0 夜 K 瓦 承をな 不承知 其そ かい 何先 事是 事也 御許容 L あ 0 石芸 諸だ 用 此かの 道道 111-t 側ち 出ることう、 何事 0 類に K 務も 0 0 76 走りい あ 申書 人 和きだ 田高され 具 前 が る 代金儲 野ま 物が L 物き が た を 0 7 \$ あ 人気を煽い de 中島上 來兩 た 先は、 を 半 を 7 下岩 多 0 いて E 5 5 立た 厚く 爾家 7 す 3. 5 ば 調点 75 とこれから 食見にせるの食見にせる 內法 御物 龙 己がれ の御かち ぢ 0017 3 7 V あ 0 何怎 話 から 敲 先过 先縁に 時等 中 る。 カン B 生艺 た。 ŋ を た 腹を ts が 先梦 御事じ 決定に 命のお 1 既をに 資什賣 20 見み 7 4 14 8 45 願恕 生艺 此次 あ 方は 大震 大寶 新り 扱め 83 0 7 内な務む 去年 第次 流学 須す 須 聞之 8 共そ 45 apo た ŋ 所と 賀加 と相等 雪, 2 は L 立を 7 0 ٤ E 0 5 侯ら 2 小心翼々 如影 よう -0 W が 李 ٤ 此 Ha ٤ は 0 0 0 石芸 京本 家市 何" 臨時 れ 大反對於 Ľ 新は 秋季 5 答 8 で 事を L れ 須す 鵜 言 に候哉 は かける 什ら りがはさ 賀站 い頃道具 船ぎま 知し なら ٤ は 7 K 3 つて 水質什賣立 雇力 員名に大利は大利 侯 互石な 海流 深刻 其る れ ŋ れ 賣立た とし 大雅 來たが くはなる 舒ね 趣御 75 1 を れ 具 た。 白草 員な 2007 稱岩 屋や 手 家的 を た は 連れ 事员 使記 先於 賀林 を た 別る鵜き 0 途。侯気の 賣り 河 知し

あ 有等

ŋ

ち 知ら がらず 花陰ず とす つて から 物き利い品が家は す 家に 手で賀が 力 野小に る 難だく の総 かい れ 世 多 (" 屋中 置 5 先锋 3 から He は K 4.t 7 B 不是 0 0 虚さ 心にき ŋ 败量 名於 7 少人 4. 自 白岩 そ おかか 内の は 來語 早速昨日 家加 H 林! 羽拉 使品 は れ ま 統學 1 < 信ふ 立等等 売ら tz を置い 費ふ J. 40 侯な 0 た 事じ め 1-6 塀心 所藏品 腹を此これ に處で ts かい 舒い 矢\* 務せ るだけ 见为 店發達 事じ 6. きに から を 3 ま 3 家的 所以 6 元ちゃう 務心 どら ع 2 业 do 考か カン 0 あ 1年人相 洋は 行き今け 四点のや 人なぎ 6 ~ hi 話法 な ら L 6 は 別る たた。 7 創陰 X, 0 承急ない の月給六 月為 ま 0 て L 電光 15 事を ょ た た を 山東町 たがら 急ま -0 0 を 4. L 大涯 出产 力》 0 事: -6 正点 別言 から此頃しから此頃し た 拾版 Ė 自己 -0 S. 须, -6 通 L 切り 拾圓 日か は 力 云台 賀が ば 分花 又またさ 新見 用事 と云い 拔 を から 目録 Ţ る 小台西 His 10 行い 0 る 0 家か ば 庞 大電 家加 け L 家公 L 0 稿う 堀馬 T. 2 合は 例言 出 は 須ずが が 満品 Ł 3. なん 事是 き 5 cy た 6. 10 \$ 場临を見て 端江 原性 奎 掛 な 云心 否は ŋ 其の ٤ れ 2/ 抜け そでを 手を知っ に唯具 H 出。 町 一何某 ·i. る。 打銀の 6 15 现5 r Ł 我はは 節うる 自じ が 事だ 混混同 を言いた。 む 5 通は 分が る 0 足を 大智 J. は な 6 す 0 れ

6

0

0

鵜崎先生 ばと 題え C いいと小一 禁 ではいちち 田灣 集を 小 不 5. た 織は 萬等 0 す 0 を 新光 る .C 圓於 0 開發 手で岩質 銀売 造力 MAS あ 0 カン 仕 け + る 人" 月以来は た處意 カン 3 上野の 0 あ 方等 5 る。 3. 嚴言 地ち 砂さ 計比 監治で 小路 カラ 湖湾 畫小 う 0 金艺 申意 邊ん 6 な 水色 0 主版 た 當代に 1 B 約等 十早々株式 脱り 7 0 た 6 は HE 0

6

質が

老人

手で

紅笠

-6

足名

たかい

家计

当けい

調点

な

0

就つ 大雅

人気気

不多 かい

處言

力》

貴か

0

御

定

H

侯

家加 0

点, 狐言に 俄になかった 鵜き -る る 重なる 0 いなさ いなき L op 5 B ap ま は な話は 化流 どこ う なり 3. 7 れて 洒済ば -0 きない 行い 15 カン 11 目め ŋ つて な 为言 氣章 ぞな 6 性さ も館と はの 力》 どこ 15 8 \$ Ł 今ま な れ V ば れ ろ in 何言 ば、 行いで 餅 do 空流 で ¥, 5 又影 虚記 カン 7 類は 75 へどう 弘 of な 心持 存の がいか 448 ž 8 明洁 から 202

廻は 7 稿が生は L た。 始也 \$6 茶ちゃ 8 7 0 我なか は 節か ŋ 1) どう 更 2 杯ぶ あ たり 4. を 11

場だを 知し カン 5 雪 立た 间号 1 再気び 0 休! 怀 堂う IJ た を 决以 老 动意 が お 经? L 町 政步 存の b 13 L な 道 小 1 4. 意 祀 0 ょ L 1) を 郭 幸いい 切点 日的 东 祭 方言 親家 此 (7) 稿。 间点 た な 版: 4. 待 物音 がなが 愉ゆ 兎上 眼め 事を 快给 女だった 角がけけ 終之 知 775 じまだっ b ょ 日本 do

間変 道を と鵜 と鵜崎巨石 と歩き出い した行手の の二人が煙草 駈かれた す か。先生 草屋 店発 主の亭に 九

小二旦だれまかっ

まア素通

りです

も随分

ねえ。」

花は急込んで撃まで

少し頭せたが雲林堂

は

らうと 停留場まで ち を足りやし 0 思ってた處だ。 先生 杉 年亡 送り の変に 申差 6 L 身體が幾 それ 個あ から 寄よ

た。

\$

私な先装はと 姉さんが大變心配し 图量 しで 失 た なっ ま てる せらよ。 どろ わ かウ、 君家は 玄 なせら。 旦だな。」 お カン 吏 ひな

で小花に付纏 7 そ と待合 る ち れる 0 p 0 あ 000 あ んまり つるが、 は 足を踏 又迷惑なの 何の彼か み入れ あ かなた。 で人月 のと独 . ±

避けた

カン ŋ

何町へ曲

つた。

曲素

れ

ばすぐ

公の前を押き より 「先生、 來で の禁物とする 先はは \$6 0 ながら 町書 どう 10 っぐ心で いた新道の 上去 半號 ぞ け いって ŋ C だけ 花 かけ つて、 0 初は出る 6 獨りで B た 召覧 はまで一同さ が此 取り換か 慌ぁ の先日 つて を

ŋ, そろ門口 あ 5 0 つて に あ L たり 冬枯れの柳が 0 て街路の火屋に空し、愉快の門のみはか 0) 下於 水きま 待台 30 では いたり鹽を 空しく v. 冬小 力》 空草屋や Ho B 其の名を留さ 淋漓 本 虚も 知 司然帰 し かい < 3 裏は ŋ れ B 8 るば 5 8 そ わ え カン 3

.... 出た 5 \$3 は 36 ر د 和澤君、 町、どこ して だ。 通信 どう IJ れ 下たさ ぢ ある向側の待合の と雲林堂は立止 世 P か心安い W 僕 どうに いちや何ぼ 0 0 くり 為た も法法 8 L とこはない ならそれに 7 何先 がつつ つて草月と書い は 方きを 0 居ら \$ カン 見み た あ de 光返っ れ か。 N ない 及皇 ま 勝って グ ŋ お お向うはど た街燈 んだから 失り ん。 心だ。 口名 今<sup>b</sup> 力 6

れ ま 12 が とい さら そ 門か す V 4> 水産業権の かって いち ít 0 口 れ で、 で れ ぢ わ さら や上花だけ 鵜崎も から一先内へ上つた。 家多 意を表する 何少 そ 0 時までもごたく れ も雲林堂も **\$**6 同等 間の 力》 19. ~C はご かり の明月さん 為た た ね え、 化上 ほんとうに 8 方常 雨戸 花装ち なく しては居ら はどう…… 長火鉢 が 開放法 し二階 do L 失過 8 7 L 0 何處こ なん た ま あ 11 ் ま れ は る

> から遺 坐去 0 入い

人どの外を 相等は なる二 < 0 0 唯ぼんや か止め 騒ぎと留置 36 お 燗を 町書 瀬なも 長火鉢の火を掻 重麵 も見え \$ \$ 0 せず、 け 0 と考 と火を の襟に首を縮 つて 150 力》 の薄唱さを とよい ~ 込 が提が 程題 お と朝 き んだ。 持地 3 ほ る。 Ľ 8 出す 75 と思い出 て身 の暗さ 上北の カッ 物だは 岭 して清たま 直様當夜 どうした C 弘 礼 取肯 から 1-10

を想要して 出人からま しよび 思想 11 で一 る。 分差 いて家田をし んで 急に大須賀家 で行い は 静と自い 夜を 來〈 75 ら対 L カン して俄に る よ降る だー 明。 0 0 た開運出 なにこの押品 がの二人が此家の二階 い気が i) L op 來年の春 個か た、 ら 個月もた 中を警察署へ それが為め 不思識 蝶子が 出。 -3 ると共に 八をす 발발 < の道智 E ムないのに 不 ts 11 気がし 3 出 が 議 鶴崎等 10 別致されて do を 0 の京今ま 5 蝶子が書置を いて L 15 田たし 大須賀家 たなた なく から It 福建 10 其方 旅きた。 な 時長 たの 後で 削が -) めに 別置場 場 雨の 自じがか -6 成的 舞込 とし そ び 打造 (1) ¥,

ľ

5

崎は一層夢のやうな何とも云へぬ心をといれる。 なまな なまな しく精神の智と心配と 不審とに せき しく精神のならな 妙に目のちらつく時で ある。 0 る 0 は一層夢のやら 舊生へ上つた。 やらに小花の云ふが 神を拂ふ力も な妙に目のちらつく 日かは、 カン な の黄丹時、 ま」に唯ぼんや 時である。不意の驚 < く 全く気の ぬ心持。引かれ 混乱 いりと自分だ 抜けた人 た鵜 ぅ

ます。」と呼ぶ來客の聲 身も心も疲れきつて九時を に床を取らせて寝ようと 鵜临は 案外早く た時、一 八時頃家に歸 打つか打たぬ 36 れたの 中お腹 み 0 申をし

見るとまる 間違ひぢや 6 たお慶が立戻つて來て差出す 心當りのない お目に なからうな。」 かム ŋ た 知し 6 V ないと と仰有 名刺 4. ま l

「服鏡をか H z た洋服をきた色の白 どんな方だ。」 W 6 方だで

す。」 眼鏡を かっ け た若然 小方 つとさあら ・・」と鶏崎は題 ぬこ

を 粉盏 7 兎と 角が 衫 通信 し申し てく れ 一階が 65

テカ 八。 に書生をして居まし 昨年まで私し 始めてお目にかいりま 背が勝る C 私は鵜崎で からせた色白 は 先に二階へ て主意 の洋服を着て油で分け つて は あの 來た來客。 御座 上語 の男である。 いって待つ間 いますが・・・・。 大須賀さんの 年もの た頭 4 髪 II を **‡**8 ば 砂 屋敷き 十七七 テ 慶り カ K

大須賀さん・・・・

の事だ の」如言 子を窺ひ合ふ。色白の男はやするがある。といとふやらに横を向きながらをいとふやらに横を向きながら L 外は 二人は獣つてしまった。 は…。」 た::: L 桐すの 事を く少し聲を顫はせ息を こと云ひながら商品切手を入れたらし っでも お記む 祖舎を に何つたの を風呂敷から取出して鵜崎 ありません。 横を向き -ながら又互にそつと様の光をもに電燈の光 今に まことに失禮 す・・・・此 切ら がて決心 は あの は 輕少で をしま の前に 途に

3 75 や、お詫なら のです。 こんな御心配をなすつては ば 私の方から何は なけ れ ば な

月か 0 7 图量 ŋ きす。 がほりま これ は どら か共方 どらぞ。

必察は どら do. どうも と今は夢中で桐の箱を突付ける男と、其様事を仰有らずと、どうぞ 頂戴する譯がない 手をついて鵜崎の顔を見 C す

上るその眼は既なかま ら、「どうも 困 ŋ ま ま れ座蒲園から後退 750 ŋ L なが

也

やらに掘って

どうぞく

困りましたな。困 りましたな。

ぞ、どうぞ。 私は歸れま どうぞく。 せんから 私には お請け 節れませんから 取り 下さら なけ れ

が分り 事を 崎富は 男をは 男の様子は稍物打はし 遂に止 やつと安心 ま むを得ず、何の事です が、そ したらしく一それではいづ れ では一先おうりして置 いば カン Ŋ 15 ts つばり だり課けり れ

た。 又お何ひを致 とは そ あ L 礼 れ 7 ではどうぞ何分よろしく。 なり、 格子 L 戸を ま す。 あ ける時再び ではどうぞ今日の 7 一と座を立 何分よろ

人連の男女。 通信れ か今はさ 道智 た小 さへ出て ろよろ ゥ 同だ ま から 踏み載せようとし 祀 じさり やらに身を さらも すると唯ある 中 Z やら 5 家へ歸るんだ は あ と前に を見ら 路地を抜けて なた。 小 べら 新道は な特合 ない處から鵜崎 花装 5 0 九段だで 待合の格子の格子の 格から そんなら 方は が カン る きたな n, ば たく いくらつ 下し 月と 特合の門口に つ TS もう大 よろけ 又意 \$6 いどきの な顔もせず カン カン 乗り 動? 5 た女な رغ らとする。 6 0 4. うの新道 緒とで そこ け いた 知ら 戶巴 出さ反抗動物 場ば 6 K 野下を れ ががが 所出 き はどらし こまで の容 導かれ 7. な 0 弘 なり -0 來 7 で丁度片足 間でで 幌を る 露地を抜けて 機酔の鶏崎に ラ かま とてびつくりし 7 N 幌の リとあ \* 11 緒に -0 しようかと立ち は い踏みそこ 歩踏み 方 カン V る 心儿 愉ゆ せら。 ない ま」に 内容 路た H ぶつ 弘 て行つた 快台 たも た車が いづと いて二語 がねば 行きま 元 の家 出たし より ٤ 0 を対かつ II 形式 新儿 43-わ ょ

> 半面をかく らず 幌り 來た鵜崎が古明子 \$ なく 質を見合せ 塘 撃を 曳き川さ 一へ身をかっ 立た 7 た Ts < が あ の上に落す の肩掛は でら帰り つと叫っ i 7= んだが カン -車な ち 110 る。 ŋ 女 そ 0 0 0 < こ、に相方闘 方學 騒され ま 轉え 11 き 7 早くも 何先 がって 0 0 郭克

\$

0

82

態度で同じ

勝手口から下

かをは

小飞

祀 カ>

送花

ŋ

出す

礼

文集

いて

行くと

弘

何ち方ち

٤

は

見るの まつ なす まつ 鵜崎は ゥ う た。 0 あ 0 さん。 7 15 は歩き出 だか 質ら ねる 4. つま 鵜う どら 6 鴨ざき あいもう仕様がな るでも L たが拾つたば なす 一度とこんな處へ 0 た。 様子 口多 大た をあ 0 にい た 変な人に目 いて 0 しよ。」と小い 帽子 بخ خ 茫然と車の後 は 4 カン 來ま 御外我 手で こつか 花法 1= つて IJ. 4, L 自病 -0 Ł 思想 ま ¥,

そる、 れ かって 小<sup>c</sup>て b が れて 御□ 82 ts 82 はなり色が現はれた。何の事やら仔細が花を見返つた目には涙とまに云ふに云 存だ が いんぢゃ。 ねる處なん 容易ならぬ鵜崎の様子に小 あ どとこ 0 女祭 だ見り 0 カン 方御存じな 6 質にな れち や實際僕 弱ったな。 00 小水器 んは は はもう立瀬を連 \$6 そる は云か \$0

お連込

このお客様が

ち

Spo か

> あ 数

た

0

顔を見た

女家

き

ŋ

15

鳥渡寄

御知

あ

な 15

た。

御主人は熱海

へ行って家は

だつて

15

に向の

方だ

男と 75

御二

緒

よ。

ウ

1

N 90 た。

(2)

先艺 ょ

つた家だったわれえ。丁

B

L Z

ら、さらだったわ。

の家は

あ つ

75

そ

の家で

B

渡寄

十年間

住す

みり ある

た家の

ある横

刚和

7

0) れ

も道理

20

次之へ引越

す

吏

時尝

0

子

ツち

op

ts

つ な

た 6.

わ 0

> 男を んぢ 0 方は 75 は あ なた。 0 な人だっ カン 金巻 141 50 た、 775 付装 カン け 6. た約 村; 屯 座い な岩波 76 那点

人だって、 ر ا ا む。」と 鵜き 松野さき は 首品 を カュ げ な が 6 立管 北岩 1

地が気きがに ら見覧えがはないと長り 後亡 談主 と氣が 新道 つた あら 0 改芸で 車を た ま だ。 っった。 か へと長く枝を出し を が 0 な 乘の と抜けてし どら つけば、 .C. け あ · B けむから 0 0 あ つ 5 親崎は立ち た婦人と のらら御一 車も何も見えよう た 0 ふ評 0 0 事情 ふと見ず だ。 0 ŧ 2 つて ある で今頃待合なぞへお出でに 編がき なぞは 緒の若い男と云ふの 6 止量 い別の横町す が ٠٤. 7 つて 思返 11 0 るがながは ねる大木の形にどう なるとく思い わが身の 彼の は 大須質 舎は 世 持合の方を の石電量 ば を歩いて な ひを いき かに V: 用の から かを最初 は部 0 4, いつか すなな 若な

を

当

W

と引い

ウ 1

さん、ほんとうによく來て下すったわ

ね

来る度数のも、うじかである。 誰に彼れ 初自山 な跳り と至極 た場合に其の人から小遺錢で どの謀計は元よりないので、綺羅を張つて大勢といるというないので、 が一人ほしい。 らか気をゆるして我儘の一つも 身の行末を思 3 人是 ある。小花は嬉 は い親切な人であればよい。そしてよく~一別つ にちやほやされる危険なお客よりも唯お 白岩 階なの は 向熟 ٤ 0 カン 似の差別も 5 てる ば、もう日頃 ひけ日な望みを起し 緒だつたの でも いふ事もなく 念も全く失 た矢巻 ら自分の家まで迎ひに來てく の少いのが却つてますく、頼母し いいから此人は私の ない前資柄老壯美醜に到する好 へば心細い気がすると見え、どん 全く失せてしまつたが流 だましてお金を取らうと 作品の ひに は いあまり物別の一 矢張紫 お客とさへ云 0 の望みはか 何となくが ると共に膝の上に男の手 やうな心持さへしてこ 約束を堅く守 4 内線では い明ったの も貰へれば結構だ わた。 これ (鵜崎先生 云へる お客だし 件党さへ るやうな人と のも同様で つて今日 B 15 礼 遊びに れには最い かつた となし が いふほ とより た く思る 此の ( ( v 0 0) カン ۷

の家で、 來ます だらう。 ゆつくり カン あ して頂 なたが旦那だつたらどんなに嬉し ねえあ 成成よ、今日は なた。此れがほんとに私 は。 今お出を入れて

間お慢が上つて來るのやがて再び上り來る つけた姿、 鵜飾は見返るとも ならぬ小花の手はく髪を撫でつけ薄く自粉さへ れた折から てゐる。鵜崎は何とも知れず深 自分が付古した生活の跡は 紙や壁の腰張に繪具のはねかつた痕まで十 ゑられたばかり、疊の上の烷焦しから押入の唐 分の古机が 更はつきりと目に映ず りである 際には 然し鵜崎はか お慶の馬爾と比 に見えた。 再び上り來る跫音。 0 は置いてあつた跡には小花 一人並より以下の冷貌も鵜崎の日に 茶を汲みにと下 昨日の夕方より 唯きよろ 較し なく見返 0 であ くと四邊を見側 て實にびつくりする程艶 る二階のさま る へ降りて行つた小花 そつくり やう それが不圖 い思ひに沈めら もとより別人 な心持がして は朝だけに確 り其儘残され れの簡笥が掘り 画其の瞬 以前自 す 年段問 ば

る。 鵜崎は ませらか。 默つて 15 不称さらに しませら。 小花 お隣の明月 の顔を見てゐ ださんに

> 御飯でもな 鵜寄ぎき ね 食だべ あり L TS -0 一時日本 ゆつくり二人ツ すの置いて このつた

家はどこだ。 だ ぬけに、一

わ。節か おひめ 「あなたの質いた處。 杉 前き た時から一 よく知つて でいる家よ。 ある 不完 よく あ れは特帯付さんよ。 か。 がけてく あ 家は。

男の人はどう云ふ人だか、お前内證で るわけには行かないだらうか。」 か、さら それぢや 昨から 0) \$6 こさま ţŕ

あの 連込み お連込みの 方…。」

あの素人さんの事で

5 .... 0 どうして特合なんぞへ お出でになったんだら

わ。 無は思案の 誰だつて 同意じ 外はよ。 事 近ひたけ だわ。」 ij やア仕し 江方がない

つそり遊びに 近頃の奥様やお腹さんの方が ŋ あすこの家は 0 せう。 來る方があ だ は年を から \$6 処さんで自動 取さ く連込のお客さまがある つてよ。 かみさんと娘さん 車片 藝者なんごよ の運車子とこ そりやア大

き

て下座 くたに 急急活動を引擎 に 具装下す る。 は 0 やら 0 中家 <u>ک</u> カン 紙質れ す 正誓 6 く。 不多 切ります を改め 內意稿。石江 10 下是 れ た 態う 百月のおと再発 商品證 カン 15 75 ま 身の げ 0) 3 苦た な 7 品級 は 銀行に 何能 7 上意 繰り 何公 は を 0 幣っ 紙を電が 俊\* 夜なか 版だか 75 ŋ p で Ł K 返か 手で 0 城市 机で よら 金克 は 6 限當 H 共の中へ 0 をば 然上も らず 紙さ 下がて ŋ は 0) す Ħî. 0 = 预等 裏表を 神平 箱は 回党 を な b げて け ŋ 寺高 ,不らたら 見過 赵 紅む てし して 7 0 可頃便所 道は入 枚表 切等 二 手 安心し 書か L から 門为 0 しい。 ま 0 改 手で 引号 認為 まふ 4 0 を 夜は 5 紅紫花 切き を つま た 薄ネ 牧ら様 め 取と 様うす = 7 たら 九 た れ 0 6. 熨斗 た 鵜崎 は茫然 れば 段だ 枚い が 箱は 桐首 -6 は る る が 家加 が 見えた。 を落と 起地世 女房になったの ほ ま しく 下是 0 無む 冗談 な が 中等の 其そ 箱だ E 1+ で 0 理り 房 否な 枕 力なから 重かさ 0 3 0 す 排物 go 6. 付品知した。 15 下加 ٤ を 1. ま ね ま 並きた 入が対に入い 切ります 7 ح 寐れ 7 力 5 K. 7 包文 綱き る あ は n 3 4 世 ope

> 覺えた し今度

新道道

語入つ

直

接

車

0

2

待替

と見る

0

0

狐

15

个It

H.5

٤

*ts.* 

7

何と

なりは

章を活い

吏

-0 £".

は

ょ カン

カン 0

0 た は 0

た

が

當等 0 は

0

カン

75 0

75 らい

0

た。 いづ

al. オレ

5

な op

0

7

小三

花装

を

た 場ば

٧,

5 0

付金に

斯が同常

心儿 んで が あ そ

主

きく

ょ < op 周と

横町を

ば 13.

昨日と

立ないと

った 躇

小こひ

の家も

花装 ts は

0

思想事にに出る主体か

よ

17

10 た

۲ 1

九

٤

0

て発え 4

な

6.

知己が

外您

난

L

電池車

0)

で

鵜き

胸がき

再発

び

思数かり

事な云

行的

きつ

L

た

後空

市智

ケ

谷中

いき 戻と

たが

考かかか

道意

L

たら

F ま な

なく 0 懷

塀心. 1+

外是

7

月岁中

散克否然

鴨なから

智が正是

大紅

HHS

駈か

品切言

手で

企艺

143

1

7

た。

思し

案を

あり

ま

0

百

幣

始し

末き

部為 L

を

和き始き

L は IJ

思なる

y.

0

情意

雲林

党等

前き決は呼よ を ŋ を あ 9 見み が鳴きけ 0 す 去 2000 杜と 0 L な だ る で 絶だ け 7 3 と小さ 步雪 が 行》 早は嬉え 6 L 6 花袋 7 结 B 来ら 羅字 處と 行" は な なる 丁度 階で事る 2 6 屋や 見み ね 0 な 1え、 0 で、 扬 ŋ 起物 :車撃 ろ を 小 夢 L \$ 花装の 特はたち ア 7 外缘行 は 表。御智 20 す ず と見る て上京 た。 1" 來 んな K 11 え U. 階か 丁度 鵜う 7 6 雨車和學 0 戶Z 帯でいる 姿な

出た時事い

し

た 荒意

1)

あ

ば

れ

する

TI る < カン

11 15 オレ

いが 15

又素事を 別るも

には

愚鈍を

流れて人を蹴るでな女の一人である

あるる。

4

あ

op 6 な

总意 た馬桑

逃

6

-0

は

どち

L

よら

弘

考於

~ 5

0

0

意気

地方

0)

75

馴ない

ع は 寝ね

L

て限め

を

と子は

供 消ぎ 以為

11

L る

5

飯の学がめ

校等

行い

4.

夜が

明も

電人

燈

から

え

质始 就

5

Ł

床

歸然

0

7

\$

ょ

7

カン

れ

る

B

0

郭拉

た

後丁度

時也

顷号

で 玄 H

あ す

つ

鵜う

崎 ·

呼よ

200 あ

ŋ

く 二 L

を

カン

H

n

0

格子し

戶艺

け ٤

色

0

て今で

は

Ž

辛記

な

V

代質

n

に加加

れ

をい

明事。

3

るお果はり

で

あ

花器

11

0)

先等

行い

0 0

7 ŋ

矢は

0)

人と

0 6 5

75 其そ

商等晚台

賣出 4/19 な

下\* さ

朝きに

の解言 憚らず 明ちら なつて 5 ば 窟らに 5 る ٤ 0 2 人と 藝術から たかけ 117 今时小二旗隐 其そ 乱 ap あ お 75 4. た思意 にでも 5 5 3. を 0) 3 る 朝三 間ない 周が 用だ と光天 川雲拖を格言 10 を II 3 子记 昨まし 3 迎梦 35.5 出 0 も吃度來る。 地步 來き 日本た 屋中 戸と 手で づ 0 L 0 5 < 智能しれにし ほど いた。 15 を 7 的語の ٤ 0 7 立等る の方為 脱妓 ある女の 手に 6 其之 2 不平を 迎命 け L 0) スの一人に自然し 小二 が 6 7 狩り 何笠 れ L れ Z, 出だ ٤ 0 \$ 云心 抱か 本党の計 3 3 工い が、「 13 ひ思で L ま そ 0 オレ 0) V 7 義き場ばだ たさい 身智 限等 -0) ま 深泉 15 TYE 痴さ 女芸 姚高 理り 力》 ŋ あ 7 川港 漏も を 隸 る。 部で ら 22 He 1 を L'5 \$L L 女を嬉れ 使し 同碧 野沙 -1-來二 直篮 る 生智 自也 女となった 化办 役等 年亡 U II あ 邊元 6 L 日分一人 と命かいた b - -賴宏 L -6 0 九 一くりざれ 貧災 五 又是 前共 氣雪 位的 を た なが 7 は カン 6.

お葉の姿を見 お いんだからね。 御二 飯をたべたらすぐ 行い つて

掛か 取亡

\$6

ょ は

先さ

たきに

朝書

動はん をして

箸はを

収と

0 ij

0 儘お

れ ŋ 机

0 B Z,

化计

きの

口

一やら

何意

0

藝妓

知し th 鐵る云か

な葉はその

松ま

新礼 橋。

夜^

拭を姉様 か 朝朋輩 みのお客様があ の女中で いつも りに 0) **网**营 0 **\$6** 松等 つやらに なと枕を並 る。 る 鯉があ 與持 除に 0) 0 の四層半には で、そこだけ 0 ~ カン 半纏を着 たね 7 つ 床を を 収<sup>と</sup> リ た役 れこれ た新語 きん 薬は家 から L 去卖 IC + い下駄をば 一一時近くで、 來る仕出屋 重 用き向 蔵英に出入り

は自分で揃

勝手口にはい 男の解がいる

M.

るが否

なはその

にあたり 電影車を 羽に たやうに行先 りか をす 銀売 間整 根な なる。 胸岩 の露地を 初 0 たの大道 秋雪 をはずま 邊 つかり忘 道順 家を を 朓祭 成を新せ 家の 出 8 ŋ 抜けて、朝日 前の 衣川 いせた。 へ出る れて た。 る ~、もう 称更に 時にはよく不み込ん ま b 通り過ず 归为 江之島 L も知つてゐるのであるが、 た儀さん 元馴れた裏通 住法 と、今更 京 何在 つたやら が何だか きる の 一 思な で以来 とらしく 驚 面党 電人 行" から な氣が 車 ŋ 野いい た。 分別 あり カ (2) ら藝妓屋の 事 だ 音さ たつてる 目に課もな つた川事 お業然 なくな から Ħî. 0 L v 年次 たやら B たば ほど it -ŋ カン る 0

かき立て

ねる

ところであつ

何處 昨時

٤

なく酒等

裕がなく、 上屋や天賞堂 いやうな気も

直ぐに尾張町

の四角まで

來會

の店祭の美

しきに

艺

立たた

銀漢座の 其さの

大雅記 には

1)

をげ

松艺 來ら

屋や

cop る

「お葉姓

さん

お早ら。

が

もら

楊枝を使ひ

ながら、 、帳場の

夜

0

が少さ

0

の立ち迷り

ふやうな薄暗く

という

家内に

引髪

て、障子の磨硝子

からは表のは 冬なの

の格子戸を越

の向側

に輝く

朝野日

4mbs

何に

¥, しして、 もまたくか

さらに見えた。

内儀さんは「

30

早ら。

儀み掛がを はない をい

て下りて來ると、

所当お

持合衣川の

夜

るら注

込2

いて二階の欄子や

・検に子

段気ま

.0 長火鉢

す

0

か

ŋ

雜意

電影 味

心中に乗ら

٤

Ha

婦って

れ

かるく

想像せざるを得なかつた。

。一足も早く

は内部

着物を着換 た時に で聞えた。 歌品 中山 夜 3 は 次へ、まなる がら貰言い らを聞い のである 御門 0 111小学 焚む に行く山の 住の親元 いまれ と云へば深川 唯たつ んの 町ま 夜道を歩いたことも まるで 6 TI は とは 代りに た一人で電車に乗る 6. 拓 下町 孤語 名様と藝妓 隔だ の手 へ襲入りに行く か、ない って居らり の女の の大久 つた次第 と品川と浅草より外には つた迄の事 でも住ん 身には、今日 保住と 0) あ 82 正言 な行きつ 初 時はば のは、年に 金売を いふ名を聞 で 伴き んでねる虚る 然して る。 を かり、東 け は 家家 の銀行 ほ 7 さんで、 大學 れは 女心身なが 2 のやうに気き 初定 との 6. 何点京 催かか てさく、 へは儀さ 遠道を を 處 の端っ 度南 千 北上

F て、 を着き 6 お きなり ち رياد た正確 ない 近江屋 實家に病人があるもんですからね。 振ぶ 電車を待つ人の ŋ 1) ? 0 髪が 抱力 」とお葉は女の癖とし へ子であっ から 庇髪 衣裳を見た。 間為 及に高貴織 っった 學 0 架 でけら えし

膽なのよ。

くりするやうな大きな聲で女中の名を呼びいる 握りながら俯向いてしまつた。 いるも 着物着替へるから待つて、頂戴。」小花は 鵜崎は日を白黑させて懐中の三百圓をそつと いの足袋がない事よウー つて箪笥の抽斗を明け、お作さアん。」とびつ つてお客さまになつていらつしやいよ。 私がうまく がやア矢張さらかなア。實に驚いた。」 聞いて見るわ。だから、あなたは あ 立等

那の家へ乘込んだ。小花は其後の看板を借受けなった。のことは、またとなった。かなは、またとなった。 った手切金二百圓 4 に小花にやつてしまつたので、其の後は新龜 けて姊妹二人で稼ぐ事にした。その資本とい ば鵜崎の持餘した三百圓と雲林堂から姉が貰る。 いふ小花の家の姐さんは景氣よく噂の通り旦 正気 あの三百圓は持つてゐて づと素人屋の二階にくすぶつてゐたのを説き のお町が雲林堂と手の切れた後その川近ぐづ 日頃の吝嗇には似も は過ぎ二月の始めに新龜千代富士とや 藝者家の旦那も同様毎日侯爵 とである。 やらず捨てたも同然綺 B 鵜飾はどう考へて 心持がわるい

> た。 知れず立寄つて長火鉢の前で一杯やる身となつし、ちょうないとうまで 明内の事務所と大須賀家へ通勤の歸りそつと人にない いちは 龍井がけ 写院 か

為め十二分の御職。それと共に藝者家のた 狀鬼胎とかいふ病症で其年然時分手術に 受けた為め一時姙娠のやらに思はれたのは葡萄 なのは蝶子一人であつた。蝶子は鞘の病毒を 同様亜米利加へ留學に追ひやられた後可哀さうと言うという 雲林堂はとうに浅草の方へ河岸をかへ翰は勘當 ら懐手してゐても喰つて行けさらだといふ話。 好二人水入らずの稼ぎに鵜崎一人の身はどうやだらだり きょう きょう 崎の口添へで大須賀家へ出人するやらになつた からの心金に加へて殊に雲林堂からはその際鵜 B た。 专 四 の心付やら、又幸水堂を始め其他の骨董商 なく病院で死んだ。 鵜崎は事務所からの慰勞金やら大須賀家からなるといれらまえ 産ぎがけ 月の末いよく侯爵家の野什寶立 方は妨害 があ o ´

最人情の概化甚しければことに一言御斷り致 ものと御承知ありたし大正七年以後物價の腦 "この小説は 大正四五年!"の時代を 寫したる

# 死のよろとび シャアル。ボオドレ

安らかに 蝸牛们ひ われ 埋きめ、 手 づ de から ま はる泥土 が に底知 てわれ老いさらぼひし骨を れ 12 2次を捕ら るべ

水底に鱶 0 沈ら む如忘却の 淵に眠

死して徒に人の涙を請はんよ われ遺書を飲み墳墓をにくむ 汚れたる脊髓の端々をついばまし 生きながらにして吾寧ろ鴉をまね

汝が爲めに腐敗の子、放蕩の哲學者、 あ、虹蟲よ。 よろこべ る無類 眼なく耳なき 黒の女、 の死人は來

虹蟲よ、われに問へ。 死の中に死し、強い わが亡骸にためらふ事なく食入りて、 失せし古びし 猶強 懷德 みのあ 肉に、 1)

「明瑚集」より)

浮う カン

上に載つてゐるのに 腰をか するま すぼめ うで を腕 4. つくり 0 でチリ 上えた 頻は 6 と共 起き直らうとする る 身然體 けてゐる土方の小頭見たやら ts 薬を 出。 が 15 あらぬなに ら車学臺の上を動か あ 0 かした腰 重なさ は わてる姿を流明に見て知 何也 を引張つ のに心付いてい と抱きすくい 0 すま あ 一類を外向 ŋ ŋ を たけ すく が た 鐵で 惡智 0 め を投げ で る 0) は 6. 0 けな ず寒さらに同た 我力や やうな重い太 やら、 れ らに、 お葉な れを忘れて身 出で が かけた。 1000 な お葉は急 品意 11 つてゐさ は男の た事等 背等中の の方に の際 平介泉 きせた U 6

付っ摩え 7 do ア 酒臭い句がして、「女 ム」とはない こてえられ 儿影 L い気き 07. 以み 子に 0 わ る カン いわから

問意 一人が んて 間がが 同意 やうに聲を合はし ムんでせら。 こと前 てどつと気 側部 K るたけが

上之 泉な からといふも 資を火 C 構 12 ず 0 飛び 11 車中の 下りり たい位 眼は一つ残らず いてゐる電車 に思 つた。

ない。 丁度、乗換切符を欠りになったという、 ない中に交つて知らない道を行く心細さが一際ない。 まました。 これでは、 できない これでは、 ないでは、 と云か をき 仙艺 其そ 時つ 5 な気がする。土方に いよ たど な の瞬間の 向かっ な風俗 6 玄 ぬはく す ちんと締めて 6 鼠验地 お葉は此のよ 7 8 K へば皆庇髪の 及んで、 0 お葉の 新宿の手前で下ると云ふ行先を聞き 丁度、乗場切符を改めに來る車等 もの 恐しさが今だに胸な 0 なるばかりであつた。 縫紋 お雪の賞惑と心細 るやうな女は一人も の羽織を重ね、絲織の前半の大きのできた。 とき かんした 襟付い かんした 襟付い かんした 襟付い ―少し拔衣紋にした襟付の鉛にいいと車の中には、自分のやちいと車の中には、自分のや 地きすく 計像ば み 注 から れ カン 動學 ŋ B 7 動多 男の乗客 さとは を カン 休字 73 前掛け 知 **むず、** 3 do 6. よ

お東京 なら た。 6 は張魚切符 幅特 乗換な ポオ あなた。 0 が、一 そ 任L は 骏 方がが ル れ う今度こそは属質に歸つて から 0 度ならず二 で行け はづ 75 投作 を お東京 題町で 4. れア青山行ですよ。 から オレ 入れられたやうな心持に たのを直 でまた乗換るんで 3 80 南山一 なる 0 上京 とば 一に投げ 丁克日 L に行つ かり 抗すて 0 新宿へ行くん かみ込んで 來ら 出き 山岸 和乗換なさ オレ いて、 73 かい 25

> ij. 5

様へ出す浴衣の洗濯でもしたるて今頃は掃除の後、夜になる。 きち でもし と云つても 丁されで、 く後続い でお葉ま 曲るのかない 形态 らら。 知れない行 彼方此 からなる かとも でも び知らない遠い處へ ٤ した。案外に賑かな大通 杨 を掛け 思ない 内器で小造の身流を切 往來の眞中に立止つてもゐられない 楽は 方とまごく 薬をは 手の 小停留場の へ折れ 掛けた時、 掃除の後、夜点を干し もうどんなに る車状を見て大久をまでとおふ 難儀はまだどれだけ続く るのか 位置を 丁度とある横町の溜 など して か今く見賞 82 知り得た前で 叱ら 使には 7-いつて車に乗 オレ 旬 方は ても、二度と H) 出ま たの た 1) から 供馬の を りい 果地に、 とつくづ いる 75 あ 6

當もなく 畑草屋の店 るのを見て、 る単大には お葉 III) II 施に ---企艺艺 横町へ あ もう見みの 先 L رمد -(: This. -|-75 なさ 腹坑 [ញ់] ប つて Ŧî. 六 造 主 Ť 其 に、後

後さ

カコ

6

學

を

歩あ

7

113

っつた。

そして有合い

肩揚

る契が

抱 る やらに、 " 子 0 力意 申奉 i は < 抱 っ 主治 7 0) 質ら 如り さん に 0 ¥, は どち 答言

大久保 新为 ムん ツて そ 處と 礼 よ ち 新行 cop 如珍 さん、 行に 乘るんだつ 向ががれ よ。 しての 向办 弦に 側部

らに 中等切覧で形だ そし で乗る ながら 版 0 3 才 抱 あ ン 0 四地 並 7 なっ ts 0 挨拶をする カ. 車岸 硝 iF つ 0 金 市の能 明白 厅艺 が、如き 2 4 る \$ 原は、橋に 前側を 交が 前に 1± 0 なかどう に立た のさ 、と突切せ さん、 が四月 車は を (2) ? お葉 つて ほ もら 不思議 の真体 ま do 7. 0 行い 初信 た。 たどろ た。 大雅 聞言 つて 力 步 かさら 7 え 额 押档 ぞ….。 82 L 0 ほ フ 摩玄 やらに、 時五 ェ 玄 15 0 よく を 野玉近次屋を服部時間 と息を 1 沿部 は 0 出地 冬まの 4 3 こと紋え L 際殺る が幾いが、 ラ まし 朝皇夢也 さ 1 け を

子工 が つて構製 横合 B 動きだけ 返べ に打ち カン カン 8 て、 を 0 んだ 断た線だ た物句、二 寄せ 居ら たが 当 聞き 20 L 10 いて來る L 0 なさ 人なぐ 服结 角片 立た 7 待 から る やら 0 カン 0) た オレ 25 部首 うん p 然し最初に 髪を流無 けて首を乗 しない。 足を ٤ る そ 0 な 無論車の 同意 に胸な か停電 屋中 だと、 、ならど 踏 ι. 10 行うで に心付 市高 と立ち Ľ 根和 乖に 2 廻 を 氣き 0 かけ 40 L 上产 早場くる 华克 現るは 其と 5 騷 15 わ だ にいいい が は 世 0) が とか大震 た 來 れ 10 かい 0 にさ わ 初るで 11:2 た電車には、 次至 た。 家中 ざと人と 力 でも 色は電影の電影に 計比 拾其 ッ オレ カン 4 突然あ フェ き 立た 特等 から \_\_\_\_\_ □ € B P 押で 発生は 17 ょ ち 8 丁克 ٤ 摩えで 後な 1 る 5 1) 40, でも 火事 立7: 6 居なて 度と 葉 5 H る れ た 0) 女だ 不5 大男心 一番子 すり 事是 を ľ ŋ 不はそ 待 何ら B れ ほど、 と脈け もで身み 徐东 450 0 X. たさ れて 反 Fiz 立っつ 時じ を た 乗の \$6 知し 0 0) 75 來すの 人能 為 半法 b 次言 銀谷杏 L 葉な 0 75 i オレ 0 比也 1 色岩 れ 41 を 10 生 11 11 0 た 8

Y, 度學 13 初き日で は方変な 日比谷公園 K 00 て立た 3 てから ち 1/1/2 來 カン た もず V: た K 時態 オレ 7 腰 排物 ٤ 7 影 を 頭名 休字 かっ あ カン 8 6 6 3 た かたき 窓外を 0 . C. (2) 面党社湾來記 れ \$ 樂京 かっ

上に浴

76

11 4.

を見

げ

葉系

1

オ

0

おおさ 通点

は

0

か張換を待 るとなの

つつ人がか

石江

荷に馬は

つって 手

行"

ば

か

n

"

エ

つて 輔

る

15

は

然る

して 力

> を \$6

0

N

路の上京動き

來

オレ

然か

L た

荣言 車件

作の待ち

其二

後

から

は

殆ば

どん たけ

あ

き

15

た

0

電人

繁った樹木と、驚 知らずら 素ない人 たで 後 5 け 押 3 ば 番ば L 思認 若り取と 0 家る ٤ 0 何亮 20 力》 面代學 15 御二 4. に内儀さんの L. つて 初き る。 E 15 とも 4 から 3 世に 乗客の出 中东 用当 3 節か 前先 9 カン 憨 ges 北 2 动 生が りさであ をば 0 には Ť. として 7 技艺 ريهد 20 0 90 日与 0 答 度記 あり 0 る 20 0 7 から Ŋ 光 旦党が とり 電車 低い る 杉 新言 は もら地 FIL 車炸 して 75 TZ 身なた 葉なは 小意 灰 分流 15 6. カン 0 THE T 儀さ いて窓の の手で た Ł 淋る 高ない。 もら 25 が 人する気勢と 外で 0 が 個とが見え 間だ 助 L 1) かったかって う 0 2 葉法 下前 た L 氣 贩 1:で手 酌の 電影車 が 六 it . C. 間蒙 3 2 カン 車の 肤 0 け U + を カュ あ カン を誘う オレ 孙 何意 治り È 外色 水花 10 \$°° L 6 オレ の見み 狼多 7 牛 あるやう ならず、 利克 俊 る なけ が れ を M た。 15 U 帯る 手艺 を 6. 186 揺き 1:11, 5 フトス 朓东 - C. 65 腰 所出 オレ ほど大勢集 旦売 向かい 東京 閉点 2 0) 助? オレ が 排》 3 te 20 一時に酸の 胜! に後輪 ば i, 切 小問 かず ま Ł 力× 北 ---82 角岩 れて、 集 兒 -, 八七 なら 町草 オレ れてゐる 0 總大商 何然 洗言 11 2 時じ過ず ふとわ 力》 有樣 d. 功所情 0 身から かい すわ 内京 --拉湾 L K -\$ Ł 智亞 رمد 主 6. 1) カコ

以いさて 事是 れ ま 外台 て、 が、 V . た V 移 八力事 埃が立つて 葉を 6 L 11 7 は 坂を上 自 K L 日分ながら り道 ば B 出っ 爽らず、 一過は 足を ŋ 刘 0) ね らえら け 73. 0 なばなら カゝ た につた で來ら オレ 4. 天気の معد な カ× 人で れ つ 思想 つて たが 5 な L 又表 3 ま V

下上

町書は

Mi

るほどの

10

773

中

ずに

残さ

7

あ

3

おなかは、か おた なっ 3 3. C は あ 立たて ぬ独 る 0 -0 0) に、山産 機度だかい 0 來は で の自足袋の を 懐新を出った杉垣根の る。 あ \$6 葉なは 避けて っ 0 しい駒下駄 乾なく間ま 手は、 た。 知し 初じ 九 歩く片側、 昨夜一 片側は 踵へも、大きな 8 L 人通道 て物 ¥, て題の泥を拭き の小僧の出て來た 雨曹 ない いの爪先ば は根微の土手、 巡査の りがない 珍 0 Ho も降か B 陰影 しく悟ぎ なく、一 田て來たあの曲 0 0 かりで 道智の はねを た のを 0 ŋ り得た時に 一面泥濘に 網解け 片質は 取と 幸能 か なく 0 ひに、 たの は枯か げ 廣る 洗常 6

0)

ヴァ ィ は 寸 ま 0 音が 廻つて に聞える。 げ L. る。 あ **陶<sup>tt</sup> 大智** た き ŋ 0 浮う 0 梅なる 野の 良ら に物き 大公 ts

> と潛戶付 後さる 赤いま 近所の子供が悪戯し 日びか 10 凄む 陰於 でに照り な 6. の薄暗く、 つて 風空 の泥土をば汚らし 0 0) 深系 カュ 香を の小門が 0 3 から 7. 水 す がなって V 立等 る。 7 K る 遠海 たが、 W れ は た を記れる < 弘 で B 横りつ 塗りで ねて 同語じ しい人家の 横町 日光 捨て 其 光が あ 4 5 はづ 6 0) は 75, な四分板 表で 一頭の 側に 屋根と 痕堂 かにも れ ìmi には大方 箱にいい はま が 洗き 板だともに 打び 物まする U. L. 坂さ た X.

汚ら 後等 柱 お葉な であ L VJ. 15 V 一軒残らず雨側の つつた。 中流 目めれた 15 こも 汚らしく泥土の跳上の脚の番地とが名とを見せる 电 門是 机影 を 跳点 朓奈 田光 85 一つた小門と そ行い 0 た

御でぢゃれだや

御言

ま

4

どん。

お車代だけ

でも

大な

變元 L

なも たば

~

ij

ま

カン

IJ

び

y.

笑きか

め す

に儲 ね。」と云い

け

る

金額

ぢ

やよ。

あは

7 7 7

とお

۵٠

と、大山

さんは、「

内部

儀

U 3.

K た ま

な

0

名な 冷なる 中窓は 40 0 4 は 衣加 大山猛昌 と挨拶に カン そ 15 ŧ 13 いとを重ねっ 内が、後 ŋ 6 す がし り自分が N ~ 出て 3 遊ぎ カン b の座敷 時で 3. れ カン 位だだ ほど て見かお 云い から 15 此 なお遊びに つ いら 8 喧嚣 葉は 直在 て、 0 呼び した。 と、人を お葉を た。 36 0 今では 怒が 門为 L 4. どん 1:30 を p 祭らし 大公 1114 17 初世 は る 你 たなに 政治な なる。 川事 6 75 8 から \$6 0 る前に、 家中 きん け 祭 ない、無む i 屋さん 外点 れ 樣 ちよる ٤ 邻至 ば 0 承に 女中をある 理り数字なお方だる 柳有 真社 76 座き 番り地 ٤ 3 ち ٤ ・をす 4 L る カュ カ はま N な から 0 ٤

، ند 遊老 あ 3 0 で 學家 ば 5 カン 0 車で る。 とて、 ¥, 3. カン 世 ts. op 商品 洋波を ij る 4. も数対象の御祀保 賣 時等に 恐虐れ 36 C. を 数以 でい ば なく 36 5 は、 でに を カン 地分のためとな ŋ 'n が 居ら 葉え 實に手の 行とし 御紀後 10 \$6 13 は が好き ij は 心がす事な ¥6 つし かの話り ねる てねる方で、 L 谷様 が高く ~ に共き p 0 0) るとの で け 0 0) カン 送され 下办 頂盔 を あ 3 等等 から \$50 0 -6 れ 形器 かっも一人に手 な奴が 呼上 云ふことを 4 は な CK 此 相等 不完美 続ら 中をする 飛る 120 節 大き を 11 7 |本 T: 4 な \$6

其を 山\*\* 中多 は 促えの 発えれ さん から連込んで 月音 其そ 掛合ひをし を得ず 1: は 0 7 のお げても、一 小山流 30 が 地地定 B 此な をも ٤ 0) 十二月には 初上 如是 して見たが 來た藝妓 た大山 の道を 一百回近く 3 向き せて、 御之監 さんをば から がかつ 返事 15 かっ y. 0) 型法 上之 る 三子 冰 づ ほ L やら 15 は松本樓 カュ 月る ど手 れ TI 其そ ٤ 10 15 和贫 は 10 なつて、 衣訓 た き とか -御に ま 0 7 6 月星

のは、 がさん。 カ> 82 E す ば 0 3 か。 かり 5 ま 下りて左の方へ曲ると交番がいと、娘は氣軽く、「こへを真 へ行つ せ 0 2 調子 が たら 大震 0 八久保の余 7 んで御在 不丁町町 ッて ま 世

ら出て 語に託して、廣からぬ 0 感謝の情をば、現し どうも有難う御在まし 露地から二三人の藝妓が何か大聲で 片側に活動寫真の 子を物珍らしさらに眺め 方は 老 楽は がよござん 來る 初めて生き返っ 0 を見て、 西洋館があつて、 横町をば初め やらのない簡單な世 お葉はまアこんな處にも た。」 のながら歩。 やらな気 溢る」ばかり が いた。 7 笑きひ 兩個 し 其の傍 近此の なが 0

> 込<sup>こ</sup>む 也 來色 -0 V カン 向かかっち よ。 \*6 けて 楽ま。 側に立た あ の姿を見ると共に叫んだの別嬪。」と工夫の一人が、な つ 7 ある電信社 んだのが手始め には竹梯子 独まれた 7 駈かけ が寄り

あ とんだ辨天さ いつた。 ま 0 御馬 來だ。

ò

ますよ。それ

7/2

・交番でお

聞きない

す

9

直に行って、

、坂を下りてな

J

町

0

6 然 ずお る。 「見るけど 地らな 姉さん。一杯差上げようかね。」と 地面党 風か 葉の がさつとばか 「果報だ。」 の上から凄い眼を輝い 裾き 0 合語 同る 邳 日を覗く奴がある。折 12 ŋ わ 襦袢の裾を 飜い 0 ٤ と騒ぎ立った。 i て使日も振ら 4. きし ふ奴が から突 た · 1/2

赤為 新宿へ行きやアニし い裲襠は年季が長えとよ。 0 處と Ĭ,

れども らず 乗った兵隊さんの行列はまだの いたいないないから そ れから に、四邊 お葉はいかほど逃げ 聞くに述へない雑言 面に砂烟を立て 出だ L な たくて が 力。 る 2 る 10 も、馬に で 通信り 红 な 切き け 4

り返った。

突然凄じ

い物音

が

でする。

何事か

と思い

藝

数域がゐるの

かと不思議さらに其の後姿を派

ふ間も

なく

りの方から、この狭い横町へと、

來る

ので

幸ない

其を

へ身を

0

は

よ 少艺 あれる

かつ ĺ

の門外

の工夫が六七

人先地 たが、

地面沒

に関

門があつたので、

お薬は

ば

カン

IJ

の空地 する

踞站

2

C

の辨常を食って

るる處であった。往

Ł

もら行先

あ

馬に乗つた兵隊さんが幾人となく揃って駈けて

丁度坂の下り口

パの片側しかたがは

にお

か

斯加 ぐ其の前に 然芝 潮湿 H る K くに つっま 40 して づいて、辛くも 何怎 15 | **地道を下りて** かるい お葉はこ 監は監婆の の難所を逃 も足を踏む 行つ やらなも たが、 が止と れ 立める、直すると突 る 0) があ 否是

> ・の」と云ふ降る 移 通じ ŋ が カン IJ する。 奥龙 樣 方た P 旦那なる 様どら

とない 砂ないた たと小 た。 こと見ら にひよこくお解儀をし 家の汚れた屋根を並べ 事もなく、 の町は谷のやらな門地 れぬ類病 之れ から つと食が 先き は 二三人往來 25 22 底に、 る。 × × お菜は何 町書 0) では -0

ねたの ささらな、 下り切つて、煙草 4. 曲部 ると のかと思っ で、 直ぐに交番所 野のない巡査が往來の真中に立つて お葉は行先の 屋や の契数 があった。 町 を持 1= 教 ねると、 は 丁度人のよ た 通道 リない

「余丁町は 何番地 だ

んでございます。」 十二番地でござい ま 0 大いないま さんて仰

て、 「六十二番地…それ は 大きな酒屋の前の坂を上るんだ。」 4 ち ري アことを真直 に行

地だ。 ツ 屋 日め どうも お葉は半町と行 (1) れ - 知道を見付けたので、 まなき きっ からずら \$6 川世話や だつたかな・・・ つと何處ま さまで御在ました。 カコ 中夏 でも すぐにそれら 曲。 真ち 血を に行い は課 十二番 0 て三き

答と共 今は朝 て來る 見る 銀ぎる では 自なが 76 欺" 上がげ 事を知 0 13 3 心という なは所び -0 來て を待 7 カン 早かつ は滅人つてした つ 初世 た 電気 ij 2 8 時等に が 車に 葉な する て 0 あ だとし 地へ は 7 乘の B L よい 0 5 3 0 日で何とれぬ 四時に ル服等 も遠極 みんべ た 時、力 0 0 今발 た。 近常 道等 II 時上 吳 くに う る 1. 氣意 0) 時計遠を思い 拔品 気が 使記 事と 商店 れ \$6 Car 毒 13 腹絮 け 5 His 例の から節 つてゐる ts 水ギブ 0 0 ~ やら 0 0 し 出るる 中蒙 た彼い より な 4. な

色が

は

電氣

燈

ついて

吏

面と 色男と 兵~ 程學 我が を異に B ~ 近季 忠兵 東京 慢表 を 見<sup>み</sup> 衞 利利 る 6 7 0 芝居に 親切 る 大震が 月に る 阪の色男は 分流 1113 11 來る Ex S な 7 0) は 芝居に 何處 色男 ど 伊い 衛をは 左等 B His あ 力 ح 恐認 る。 全 れ 8 來く 治ち 6

男は馬鹿に手をは、満清吉と化り

は馬鹿に手に

早場 L

あ

きら

め

を付

け

化流

ŋ

\$6

4

の作者

筆きに

た

1

3 2

が与りなりはいかが、おいかが、だいないが、だいないが、だいない。 から

思想

0

Z

3

拾

7 IJ れ

7

主

15

Vò

カン る

下げ

て悪賢

を入い

見る惚と 門2 封き印2 の 印2 切ま ざ死し清洁に 心に ぐと氣き 香ぎ 羽 付っの て、到空 すいいな なっ 5 ŋ た 実に上 ば、 L 炬" 前きの け 梅辱を心 玄 れ 屋中 底がき 0) 0) 0) 忠兵へ が L 忠兵 3 11 な る 7 高端 0 형 形態しの 0 礼 女的 癎常 自分が 紅雪 紙気が 女犯 つたで 7 程置 飛び 變的 ま れ れ 衛 雅 々 衛為 た 生い 0 0 0 郎多 て、 を起き 岩旦那 た んで を は ま 0 き 0) は は 0 封守作党即以者等 罪を 返か 肩先か で、 どこと 岩 红 L カン 河岸 治ちも になった て仕 くる は な 0 L 足た 兵へ知し 版へ た後 江龙 7 居る あ から 0 6. の切れるのをいか如鼻か默阿 Ŋ 八石衙門 舞ったに違ひ には 衛和れ か。 月芒 6 ŋ ま Ts. 10 な て入水し 初出 と見を 82 < なに " カュ · f-= **り**ぎ 織り 人物が 0 いき راس 敵き つた為め まんまと家後 には 物が光波を L 0 -・捲く を見み 過ぎて を 落物 ない 修行を 紙が 調み 现言前 た ち ぼ 0 ま 0 n, 一度ない とか 切 る る 6 11 五. 6 た 力 なら と大き を 0 43 あ 鄉曾 ij B オレ あらう。 點泛 儀 泥岩 から 八右衛 切 of. 0 È ٤ 0) る T 知ら女をな 騒わ に直す た ないい ŋ 棒; つば にかっ ば P 色は鬼だい 3 to ぎ

> IJ 加加 HIE て、何色 减艾 る カン も最初に 納め時 だ 大 また譚 概 自だ 見文 常等 y. カン を 綺書 麗北 けて 3 11/1 '3 9

泰、二十 随気が となし でいっ 口是 から 力》 見き惚れ 自じ萬法 はげ ~) のは銀座 づけて 0 たはれたで Con Con 結け なり 知し く新橋 つて 4 木を 湾はし ず 孤荒 然ら 情界 隈を売り て仕し 009 堅気が 3 H 唐物屋 岩旦那 \$ 立。 舞き 且 有市 趣。京 るめ まかい どう 0 を背 息子 -が き 北高 思蒙 Ł いた。 不 0 の遺口 オレ る。 馬ば鹿か 其るの 主 京章 ~ 力。 14 突然然 媒签 年亡 さん 76

物に 初に 大を横り 人を横り 0 凄ない つた日尻 さん見た 7 妙に があつ さん 続子とに、 3 のなど P 京なっ Ł なぞで は の目的 见马 ね 色の て見み な人と 3 剃き立ち 90 15 時言 例空 後黒い 印象を 7 なぞに 自じ な種 大意 0 る連れ 向き ば ٤ を留め易 は、殊更に 中等 なく意地 極 面も 煙電 管でも 代於 37 L から ては 小言氣 初時 ま ŋ 0) 'n 3 -れ わ れ 0 だ成じ 際は立た \* る 特 を るる。 往っく ī 4 さら 承也 微語 111 た 能等 0 知艺 井和 4. 大意が た

たけかの 差別 初季 Ħ 振 まづ れ XX 第で 値にいき 事を は 初めめ 72 も早く過ぎ、 il. 10 から 女中である 分裂 0 7 0) 一月になっ \$0 る お葉を御屋で る 0 6

見み 比び 位的 H 5 日常なく 見るにしく 0 れ Vì 玄気 5 \$ 3. -た なつて なは大山 #6 都会 歩き -客樣 0 先锋 る は あ カン 難後 0 れ等 さん は 初 7 of the 40 0 かりからからか 終して 然がし 屋敷 まり な る 、何方が を思 をば単に ば 、どう と、其儘く 此 に違む 大公 け 力。 門等 れ 御二 事だが 下台 ~ ŋ ば さん カン 3 ば \$6 が 7 がでくる 事質を が進み入る前に 中 人のと 6 が な め先編解 \$0 まづ あ 0 ば 他き すぶった砂な 4 遊びに 日中 0 心の家へ まりに つ道入って かと左右を見ぶつた砂れ障 頃言 そん 其を 50 知し の道をば、 なさり つて 0 活な過ぎ 大言批語 のにと思ふ なる んなら 社つ 他影 25 15 方な 聞き かさ 7 様き を 3

炭ななはら 祖言 抱 月で二の三 をか B 頭だり ~~ 下げ 招 いて 少姿を見付 葉は進 四洋前垂 -女が二人、いづ 其の上を歩む人の 奥な 上之 寧ろ恋 る 10 は進退極 が敷 K るる最中らい 8 弘 とり 玄 下語 あ までを眺め 付けるや 0 つ いてあつて、 を締 る K 供はは、 玄 1 别合 如是 めて、 0 L を 0 とた。 魚屋 0 否は 貨家ら て、 か \$6 雷が 是元 5 いべつ 4 B 非の不可に無力 魚屋の男と 風智 其 新品解 た から んが、風俗 色に 0 にじくく 下げ ち の場に立ち 関し 端た さう 女を じくと、湧き出る。からまないなは、仏の下からまなりない。 庇 v 外には 格子に tz 髮 にそ を 0 と馬ば たけら 目に角を立て 切雪 日的 FIE ぼう かましま 日本 っすく 異つたお葉 造の 0) 爪先から 73 つく までは 口省 平? み、 25 る。 車井 る。 をき たる 家中 腰口 カン から

た。 それ んで 下げ大ない大ないま 人 76 17 御二 下女の二人は 部守で 発下さ と終う とる れ さんつ とも -0 してい 旦だな 下 つて 女は お 屋中 樣 京 俄 その 驚い にも 數字 は 橋か \$6 は 時背中の子供が 此方 る ぢ た 6 0 op で御信 杉 Ti 5 使る L 御二 15 出控 在言 ひに 口名 ます をあ L ま 参うり す 泣なか か 4 き 主 \$6 出程 葉茶 L ま た は

> 云って、 心得て かい 下的 ふする 超 ささら 駄た 起じ 干する 留る 代出 何您 守す 0 た。 0) だ 磨除い 13 ٤ け さい 内がなる たなく 千万下行 0) を た 代よ女な もは た桐を 云小 は 也 氣彩後 3 れ の背中で子供が大の背景で子供が大 0 名は 置於 れて、 た 7 没馬 ら、鳥 礼 4 流 が なる その 石 て危く極の上ま 來〈 L ま 水学 渡 虚 依 字 1170 がますく お 手で から -1-< かえ 咎 手 から ちをなったない。 口言 九 II 水が \$6 0) TH でし 窓さ 使 趣力 ち 呼ぶなる 低い駒などけ しだと ち 機能 み出だ F

なで そろ だら 82 杉 勝手 葉為 下げ け L は 口气 15 女言 < U L 脚兒 0 な 7 た 0 B れ 奥様で た被び いなれ た場響 ij ま け L が多のかかかん 7 な 0 障子 必逢なく 振 あ Sp 5 IJ 3, な程 0) 見 た 向也 1: た < げ る 造 から 定な女の る op 5 とは 0 な大震 污点做盐 れ から 原产 見み

3

といふ 11 0 办 何在載。 丁を変 外を 深家 那是 6 戦せて が 40 6 4 出でて 絕等 及魚屋 あ 祀望を感じ 魚魚屋 \$ 奥様 る。 なく カン 内 主 と語は お手元へ 儀さ 初は 数 0 無也 7 do N 版人 7 の切身 として居られるためになった。 その 日め は 足を 遠 地道を難儀 山雪 6 0) 儘 3 飾 あ が三片記 るら K た 力 3 ري 行い る ¥ 5 かい 0 カン からに門 兹 7 思想 ŋ 73 す 吏 杂 11 同時時 · · · · · · -11 0 オレ 何克禄至

\$0 葉は 大機 からさら 不少 U 9 力》 0 た 通点 ŋ ` B L

かい

杜

物等

力。 横

け は

た古ぼけ

た赤毛布

木も

綿が

0) 1 K

絶とが

が見えた。

左侧

はず

0

が薄寒さら

つ

T

垣な

根如

V

庭行 は

硇 腐

際に、

"

<

C

た 0)

の質素を

平言 竹店

右側

ŋ

カン

7

0

たが

仁寺

垣がま 0

を

す

ほ

隔さ

(78)

川宏

~

ある

さんも一 たり

緒法

76

でたさ

んに監路

やう

な遠慮する

な風雪

を見る

43-

京营

1.

嬉

L

ま なかり

ŋ

情ら

やう

13

心之

な

う

た。

た

思ふ念の

を

高質人

の変な

に関語

追おひ 停留所に 若衆と入り亂しよった下女や を通 の姿は更 行った。 目》 *~* ٤, 7 Cek 0 痛能 遵介に 禮也 0 0) なく がひ 出产 き を 抜けて、 は追出され 更に 處がな さ 叫片 一邊を見て見ぬ ッ小走り は社会 れ す L た f カン 館 見えない。京さん 重 、横川町の さも共 んで 來の 起る好命心に誘は て格子戸つどきの裏町は時ならぬ 拙: 0 れて立ち働いて 15 3 れの 煙をば と思ぎ カン 前まで 金流 れ ら、浅草 人の目を引く す 北は 春 0 日常りにさ あ 2 中からは京さ 飼な 0 やらに横町の方へ歩いて つたでは 事? 來く 微臭い塵埃の ル がと共 0 0 通貨 割から、 類はいかぶ 腰巻に布子の ij 遊ぎび 是 さん らずび銀座の方はぶらく横町 はぶら ŋ 矢張 15 に行く 外台 愛妓 ねたけ れるま ッの車屋ら お N 出たさ 红 中なに 成り大婦除に か。 0) 0 吸らしい女 C 紅湖水 演を見て 3 と云ふ事 れ 0) 0 其處 京さん 裾をは 柳らせ بخ よ。 ね そ 4 排臺

氣ぎ をさ は、 おり ぼいこ せ あ 7 0 んま たけ た Ð 猫き から -0 圖言 \$ を 4 と 危つて 置っ 後出 6 4. 風言 の為 を見せ く方言 8 10 が、 ず な るとと 相手に油が 何 顷污 3 なく から 斷

女をなった。 薬つたが、 切まが 1 電影車 です 魔蛛な態度で、 同等 なら から 帯が 六人が 120 八人分の切符を買ってなると直様知れの もら済んど 0 た。 間蒙 京さんは一 から 銀光 だんですよ、 女をなったと 入れを つて の後 82 < 出注 やうに、 仕り舞 L ¥, 15 乘かた カン 行作 0 つて、 いて け カン 3 自 な W かがを入い 時 電車 いら 40 態まて ٤ 75

女生は とし 評点 京さんは 自然とい 面で 4 15 ぞして動り 一の二人とは、 ŋ 電影車 C. かによく L か見えぬ 編き 他た 腰をかけたが、立 京 は 4.5 立た かなり 小さんのだい \$6 電影車 見て の一人は 以沙 な た 田台臭 、てんで一願 かご 0 そら すが出ま ない 込ん ねる P ら、心中に一同 E 右から あ 中の一人とい んでゐる。一行の 0 やらに二人の身體を押へ の仇じけ ま たり ŋ つて さん 四洋料理屋の女ボ 中奉 0) 共言 動き ねる 神に 分が 0 なんぞ き ふとつちょうで B 腰を 0 0 残? さきう 谷貌! つかま ない。 0 8 ŋ 中夏 カン の二人は、 な名古 特 けてゐる の三人に IJ 一人は 姿を記を押へな する 0 1 た。 屋や 度 1 0

然し一人然にある。然に、流石曹 な IJ 3. 石質 移う 5 す。二人 2) 8 ŋ 方は な 物だけ 少し年が若 ~ 共 3 石過ぎは 2 は 早速 容貌で 微 が ŋ 0 は

隐究 的中文、 自治: して と何ち て世は 云小通に 語る もさく 後こた っき 一 3 C 唐が ij 木 0 0 な 不屋と三越 突に で 常臭く、 方と云ふ玉ら な がで 红 い。達別の少児までして り、 がら、 る 人の方に、卑ら 4 ないとの 15 丁度見たと 方と見えて、 色は白岩 0 かず 京等 y. なるかなら the same 色にする が、 あるま さん 最高が 主人 の「分け た 人特は自由が 氣に を カュ カン 通る にも を、尤至 髪りの 藝 V : ず 学 きく 」と云ふ年皆 まだ京 空想の 彼れ、似合ふと 0 收记 局。 京さんは 7 子かっ 遊れ がきか 多分丸也の 0 れ 1/4 日的を 男をよぶ Ξî. 0 さんは 平極と是\* かと思は ٤ ば 8 其の名を呼ぶ ず、洪 盛艺 を 内的 唯ただ 売る 見こる。気 ŋ 思しつ 初計 かける。 ば ずなか L ほどの 7 0 念が た。 れる 面がで ち L 行师 一人 IJ 田で 0

扱がけ 旦だな 心机 言葉使ひ ど山じ れ やらに れ は一人よ 6 6 は 分がで たる 単た 0 ひに 京さんは 特徴 感が 物の 分光 から 衣服 本党 げ ば 3 p 易 十七 < 外院 か をば自じ か の松島千太にいる負けぬ強い 問見ず ŋ 身振が IJ ŋ 0 0 11 0) 8 る 若是 境等 すいに 7 趣なに 75 は 0 光遇を説明せば 総揚な態度が 終落 まで き あ 日分だ 向驾 L B ななば、 がな 那位 0 0 カン 7 5 カ= 6 た 五 È から、京 此二十萬 似に 分 ば 6 カン 易 てる 代話 刻 け 0 力。 つも 唯曾 0 知し す ŋ 0 れ 1:2 男の おで 10 ŋ れ ど き 0 でも、 さんけ 屋中 どら ない 若なは は 多 弘 要なすい 鹅 な 住" た。 opo 2 み して 杉 5 7.5 海ぶ 何處かいかほ 坊ち 尤 ope 7= ない Ž1 る 好によく L 其の 何能 ¥, 10 5 カン 8 つ て、 其でに 0 \$ K た 10

不始末を露 になって創え 意を装す ない射の とて、 たら、 點泛 白岩賞は の土百姓 ぶ事で 受<sup>う</sup> ても 那なし た。 ぬ 苦<sup>く</sup> らず ぎ 代信仕しも だ ts 11 は ٤ か容易 ぎら 女 はらと は て、 の古言 0 ٤ ے 0 が易の業では 女是 人ななが 銀座 心是 15 玄 4. IJ 同等等 而法 へしく 惨な遊れる 對に ふ事を感ずる なら 1) れ カ> 對た 2 此三 夢で 其かな かかい 0 b して川で にで 遊室 :1.2 15.3 しくは其れ以上の好遇を取る金銭上の負擔多き豚でしただけです。次を らと 2 地步 を暮し 社会 ば L あ か なり こ心掛 \$ つ子 もで鋒荒來きを に過す 來る 5 ね オレ は え 13 な 山來 る 0) 遊室 ちゃ た丹次郎 に至治 H 17 3 ų, 人など カン ŧ6 な た ば 礼 ぎり金銭上の 石をねえ 話だ。 L でざる 0 0 0 れ ば そ 40 4. よう。 所謂客 7 となく き で た 和 15 今望 の好き 遊幸を 红 カュ あ 0 川です 15 然从 0 乃\*\* 京なっ 得為 と気き 3 -0 L 12 な 世よ Z 自じ 新共 する 何符 先生 0 82 7 遇 歷 色気 分だ (2) 米八からの る。 へらずで、面をで、面 ァ な 200 が X. を、女な 中の色男は、梅暦時 れ 負ぶ ٤ 此ち 5 は き カン 0 か。 好す 1/2 to 2 稱 婚少な 人知ら 京さん 腕を かな過 5 10 方 少艺 カン 何處 た 見みえ 金数 から す な ٤ カ・ 75 15 れ U 旦だ る 0 < 0 È, 32

> 頃言機\* な 食品を 3 は カュ 5 \$ 先t たらず心掛け 0) る 立い は 酸は、に 第だ ¥, ある もからず 中意識 ま 横町や 6 カン れ -かでとり 20 帰続日 凡を藝妓 地 It do を 歩る を始じ 自分を 桐代 成の多く集ま ge 記さ 20 ってく Ho.

专

な

1)

量等

話な

0

は

٤

云つ

10

す (2)

ま 盛

L ŋ

て、

年亡 ざく

から

後め

る れ を

む

勘える

學校時 はしって だけ 分だとも が 0 京 6 希望が馴な 分がる 折台 1= あ さんは既に銀座 代だ 望さ 何德 る が、 とも 誰たの 11 同純生で、 反対 れ 然がし 香され 彼か 的語に n ねる 其や る do をも 日でわた 自物に変 譯的 知り今に 0 期待 ±. ± 0 なく あ 0 地步 焦なが は有名な妙 を買か る 0 7 2 つチ 事を 餘重 る C 4. IJ と、待ち 中で -Ci 絕生 10 痛饮 15 來る若 望ら 堅力 信义 は また 遠信 L 必然が で呼起す L 折台 ときと 15 いたんな あ 小艺 た

3

到

あ

0

はが大変に 地话 行"四 月至 道言 步. 0 上野り (1) 卦 老煙草を買い 0 5 3 煙を ま は と見る 屋中 L < 返か ひに 主 か j る横町 闹 られた政治 明の片側に、汚れ、裏の雪駄を別掛い 0 分が op 心或明京 カン b Z 杜

家办

7 4.

暴ち

て見み

入い白で京都

分差 さん

己が

オレ

0

親蓉

1175

泣な

れ

る 7.

なだは、 6 は

見る

る

\$

0

あら

0 於恐 つも TI

生芯 7

活。京

難なさん 難

世ない

誰一人同情 身の

時じ

ردم

H

10 0

中なかれた。

対命

を

順度

神身分で

3

手には何

の小遺録しいる。

0

と水き

力、不多代旗

外し

L

O

衣はなない

-0

3

所

線

るか 6 拾さん。 5 0 女中で た ね お前菊松 岩など で、 0 那為 ツて 考於 間に 5 ふい な す · 数位。 3 を 知し 思想 つて 5 た 25

よ。」 利橋家で せう。 先差の 神道 1.t よく 家等 來達 ま L 7= 9

一掛けて見 旦だま L. 15 から माइ あ ま 3 ŋ 微語 0 5 力》 为 0 尾 氣章 職 業 きつく 且 的写 那 な無差 6. 面白 別づ V 人な な訓 よ。

南

れ

7°

どう

だ

0

便河

から

カン

Ų.

٥

菊き

£

ス

タ

ねた様子さへ

見みせ

は

無力

ま

京さん 云は # んは今方淺草 れず、 緒に にいいい 0 た 0)

様電話 か 分が を 出 は松月 け 3 鈴がの 事を が 音空 ij たある か が す 扩 朝言 B んで 新发 耳み でを経 下系 橋花 す かまつ お内で かっ さんで たが、直は 女艺 विद्ध 3 す は

る足音と うとす ら摑記 松が 今はお 音 け 11 F 光視 る。 は、ども 湯って 3 月文と 無 晴 待つ 步 識量 電べ 女皇 車 12 残?事? 冷草 Ó 30 通点響為 1) が 25 突然 少な 部 時間 山土 步 L カジョ を 風夢 1117 -fil たない ス 0 1) L カン を 7 رمېد 'n 持つ 0) 1) Ť~ であ / 頃、梯子段 神会 り立 薬 聞意 で発展である。 開市 た。 けて、 11 を引 銚玉 京

運えが、 見<sup>み</sup>て مهر 呼よ 演派の が B 載世 2 を、 ある び だ 扎 如心 步声 この様子に と云 さん、 なく す 11.7: 湖等 向也 る 7 7 0 ریم 出 松きん 喰は 酒館なる頃 ٠;٠ なった。 27 來 寄り た た か < 共产 11 4. で信託。」と云 0 黨自 郊ち 萬事は かと塗ろ からご 30 0) 電話 1) いたやうに、そし 座言 رجه だわ 0) 放だ 一人で、 膝が 先づ 今日 指於 る 鳥主 上に自分の 分を 融高の 7 ら壁つこ 渡 ま を 京等 またどう 河道 通りに ってし 1丈 りに行くのには居り が L 來 有 松 際が 子な た 館頭と に女中 っった II

ころが弱松さ 迷的 和言言 下さ 述惑なんで げ 其一 間に たこ な だと 0) オレ 6 の餘裕を示し 4. 0) 周岩 やう 松は は す 啊 手 力。 7 th 速差 19762 ¥6 7-心味を不込 て火 濟 0 願訊 合物 孙 豫上 7 Ť 收法 全然流 た 際意 削に 時差 ま 膝が 力 た 家をつ + 1 器 は ap 否 班力 -0 2 12 心, 共志に、 自じ つて、一 60 權法 成為 0 カン 1) 0

配 體だを 藝妓で 李 し 湯か髪結さん た。 0 相等 ち得て 希望 け 日言 度とに 也 晚步 事员 度づ まつ す 事 初は な時に 度とは は \$6 8 あ 废忘 行き 電話か 0 、凡そ藝妓 つ 家 独言に I) -を 権に 0) 節次 事實となり年来要 カン 羽松は 手前 1) 手で 子紙を交 を待ち かい 島あ 表的 け 其る みてわた京 に認め Ŧ, 向心 分え 100 3 心會ひ 郷に 男 顔を見る 遠田で たる を おきない 3

無り 后当 日海 水天宫、 1.2 H' の金児 朔二

を対象 然なった方 カン 同等 ŋ 方は 事 揃え引きつ付 0 0 が わ 遭遇 あら ょ なし れ を指言 て仲暦 知らず を衛: ij カュ 12 L 程機しく 0 L 4. い處々で りず身體と心とつたやうな気に たらい である。 思言 情人が して行く 引込ま F. なる は 時きに さん N 何言か なに なけ ٤ には自然とそ 層初に Z 0 が其を け、 かから IJ なる 社 8 カン なく 0 から話なぞせ なら とも & 0) 女の方にば 自じ であ あ 瓶 ij 分は 知し N وباد 12 0) ってから 女と 自己 れず手 つった。 op 5 後 分が 同かた れ

二点近就行のにし、

11

金箔

脈け込

む

0

た。

島貴の

事にたの

なった 鸻

たと騒ぎ川し

0

J. .. な

共产

(7.)

都是

た共き

さんは、再び目的の女と膝を一方には別に云ひ合はした

を突合

た

0)

0 を

は \$

して な

が

あ 0 10

るよ。

菊さ

20

坐ま 0

す

3

6

京書

さん

がら議

工,,

75

出るさ

論え 3 0 立言

す

る

オレ

府言 铁二

力

局当

11: 5

0

企

計算な

は

川家

だ

羅ら

H17

3

中家

一人が一、いつ ग्रिंड

分がかれた。

下片

生

まで 步意

來《

B

便所 儘な

0

御み 手 15 引四 洗で き 動 手を洗 合っつ ふ議 寫真へ行く 論 ひ参記 カ をす 12 ま L た後、 も書飯 を 先達同常

何答 る 东 時 力> 4-下時生だよ。 は動た 们立し 10 なっ L \_

押が同等で 斯 私意 きう はずい W う 云い は 同意 は一先づ < ŋ お 対相談し なまん かおけ粉 が通じり んま食べ よう 屋中 公言式いる かい ts つの人を驚か \$ 147 行 端は L つて れた の松きで で L だよう 村智 た。

見て仕り

舞ぶ

今度はい

さて してぞろ

活動

真儿

立た 0

7

池计軒以

7 9

ŋ 10

K 1)

で

あ

0

忽ちょ

が、変しい、変しい ね ば ねっ 今けんない れた其の え、 たり寄添 京さん。 0 は、京 女は、「 ば 早場 つて見せ ことから 3 ij Z. 日的 湧な W ٤ 起む を る 南京 る 0 7 3 ち け から 中に、 ゎ 6. 7 ざと ね 3 た岡焼連 0 百七 京雪 菊 おい ごいりい Z ち 承に知る んと呼ば で 0) だよ 元談に 方は せら

札をふど 羽きつ す を出た 3 飲の ち 0) を、ひかめ を無む かん L 7 だ。 外を理り 理り 11 そして も構な 止めて、 出でる 间着 の中家 はず ٤, 京都 Ċ 京なっ 中で変したいますがある。 3 **不**送 3 が勘さ んの 綠言 に寄 オレ 圣 赤蒙 カン b < 添 五の一旦のこと る 0 時に島まとい 品がは、

新島

L 待

7

斯语

割物

間況

地質の

春花沙島 11

7= 0)

遂3に

策点

3

¥

3

信 ながら

樂新道

秋彦の

タなれ

通言晩恵の

4

を

咦

-g.l

FIE

をあ

け

玄

0 IJ

た カン

心ない

た

82 類なんは、

ま

1)

再会 < N

方号 博览

つて

No

IJ

た

60

7

る カュ

そ

れ

15

11

明た今は

虚さ

から歸次

來<sup>き</sup>

7=

カン

IJ

30

京等

3

カカがたあいり

0

つ

ま ま ij

0

喜

信

あ

ŋ あ

6 から

一

明版でも

を我家 三点銀 事が改まいか、一人で 成じへ功ま付っ ぐに信が 來すれで んを をせ く、雨気 歌と青い 一人で [1] \$ は 排 ず カン L には居ら 何度け 樂新 たと は な 脇き 弘川 柳 だ よら をす 却て出 の時間に 思る 料理屋へ行 やう カン 過ぎ 力。 < ٤, に御 と、電気 知しれ ł) 0 7 いらのが 川來ずに なく つて 路 1:0 行 妙等 地 げ 底章 刻 2 15 坦克 一島か つて から 7 な 0 d. L を を横き れ 早場 40 -) 呼んで なかい 归为 待期 別該 3 透か :]\ 刨 京きん 最高 何浩 = 판 3 \$ う T Ŋ う 見みる カ・ 行心 後 社 一問堀の富貴 カン ----11 る 0 0) H 運之 11 رمهد かな手で た 菊草此 から うで だ 九 る が、そ 地ち ま 少さ ち 通情 ま 面完 He رمد 6

事を

700

18

居己

約

東《 Tol.

然 で

0

雪樓

0

限空

初じめ ま

知山 日志

れず、

0

は

カン te

出

0

\$6 0

秋志 二人

屋をま

知し

B

世

3

先等

電が

3

あ 0

1

此二

且完

人りは

と云ふ名前ま 一人は

0

をも

ち

るや

時にと

そして

0

口乡

から物松の

0

お客には

他た 旦然な

0

ま 杉 中奉 カン 容禄 其の 額當 向 通信 ぢ だ op 0 H 1) 來 松吉 屋や た 張は から 腹はない 相關 -) では ij ま な 4. 0 0 學 て ŧ6 のななな 茶言句は 仕し 舞 屋中 15

11.5

二元

遠

出

を

る

٤

造だだ

ŋ

C"

し

3

他然

を

呼ぶに 空がぬれる 0 17 愛目 K の事をは、 遇る た は 11 此 ね 0 ぁ る な 7 6 もから か 斯。 ないない。 間次 一般中 3 夜を カン ٤ は 参照な 幾いま 空意 どう しく 6 5 れ カン 獨定 前点 れ 82 b 3 ま ŋ から なら 限空 寐ね 7

n る 歩きく 京きゃう から Z んは 5 不 は が折角 京 は 5 0 譯往 書か 45 0 6 き 0 tr ts B お 日·以 業を をふい 3 む 遠在 400 p 虚さ な野 L 15 -C E を た あ L 0 れ る 6 7 0 た 事5 L あ

0

6

あ

話まで掛なさはい 営装の 先があって 意なである。 W 0 15 4 新色を拵へ よ。」と云ふ 0 色いよ 地へ たち る 力。 自也 一處かの とととなっている。ととととととととととというない。 が 旦だ 分范 あ 20 け 挑 る 無意 礼 いつ 偶生 cop 康和 類別なった 外光 座当 ぢ 此 7 ルな の始し だや 敷 de 0 4. 水合 正然に それ から、 無心 幣 學家 商賣 慣っの 末き カン を 隙を 都っ を今度に に配 はいかある 江 ぢ 5 間き 9 L 丁克克 た 5 75 力》 だ を続って 40 it 旦だ カン L L 5 那と ٤ てく 6 れ 大震 7 地北 0 15 は。 限室 吏 ば 待 長距離 掃 點にかか 0 オレ なら THE 0 のいとも或がは 除 かっ 珍しい て、 此二 7 L 标元 郭 7 な \$L 25 雕 し、京は 好。步 7 のた。 下系 V 而がき 利を た さ き 他原 き de Che 3

1) 菊き斷茫 どら 相き る。 0 此る然は事をし 堪た 松うの 京さん 0 旗 手腕を開発 無い を見る ぬ今は不の し 82 不 ださる 處さ から 55% 手で L 明 掛 會 限空 要す 当に当す 就除 割沒 IJ 0 聞言 斷 15 新け を 海っ 末を 不言 き た告 0 朝言 いけ ば ٤ 82 が TI 松等 力》 信 夫し ŋ 第四 刻 40 1/13 -) 想言 即為 事品 -0 は 4. 此二 1 あ 3 判划

> 動きな 今は込みは、 商賣氣はもう此 思な 下办〈 線よ 行作の知の必要を 6. カン CFE 皆嘘だ。 ٤... は 15 から 40 鄉戀 たき 行中 と云 皮を ま 将亨 れて 叢がく さんは オレ 松等 矢を張は 事じ 3. 82 失張り懐中になるが 湧わ 質ら 菊松 逢め IJ L 0 次し で、 0 は 最高レデレ 懐守る 打った 第だ p 5 B 315 4 だ つと れ 0 0 々 がに 想像 治語 なぞと 憎ら た 15 絶ぎ 7 15 12 老 道家 居る ば我か 0 cop 奴骂 奴当 75 はがが 意い が を y, れ る から 末まっ 附け 知し に違源 < ŋ 明確於 6 75% 近点 C 0

疑念に 分別を を 他 人 別 の み 人 兄 元になっている。 あ がら 飲の 40 即のつた 夜よ 7 カコ は 11-40 \$6 そんな 振治 吹ぶ 取 7 便所 水さし 應其 音 ろ 11 0 し たもれた 周光 知し先該 どう ~ は Vo 行っつ 白山 9 0 答 事是 0 L 7 す 3 7 る ま 7 響以 靜 心意 な -(" き かき 口多 カン が 力 0 (" L 10 0 ٤ 深け 吹字 中夏 沙 ٤ 起き J. 順行 れ る 醉系 京なっ 3 渡之 腹流 0 7 風か 配言 0 は 3 たっ び 既言 F 8 ٤ ī 自己 幸 に朝き 3 水学は 5 分がな 雪は T 0

10

3

4

7

0

C

あ

0

京まっ 境がない 女はなんなんだっ 日為 北 7 11.2 かり 读: 其年流 0 無意 7. U 、連日の曇天は遂に一日一矢せ、笄に自襟の往來も日 柳心 15 日才 4. は ち 斯ら云い い智慧を絞ら 呼が気 北地 K 頼か 松松 2. に酔い 過 行智 たら心度よ、 から 半過ぎには、 過ぎな 0 なく 7 次 る 松茶屋 さんほ 不 はさ 共产 だ は ク 0 0 弘 た 0 0 れ ダ T 事とて 寒の なられ やう 何 然が、然か の地裁に 何芒 な 處 0 腕 L 応を 取行 毛" 見える Yn ٤ 0 物語日 松が ら の植物へ行 よりを IJ 子= す 日中 たけ は 0 0) 京さん 一覧 何 何完 日で板気 をば 春 一般巻を貰ひ受け 日小 雪の夕暮の が されるとはなりないない。 ٤ が 12 g に三日程付け 吹ぶ そ 奎 吹ぶ 條 だ 京京 1 71.类 け 0 \$6 Zi. 11 2 カン 14.00 約束 113 る 自かの 0 L を た ~ み E \*\* 婚火 色はなった やう は B 光泽 ts

記念語

を

カン

せる

領軍に

₹°°

座型

のあ

なド

ヂ 0

な納屋

やたち

Sp

杉 N

李

-C

から

山京

の語気を欠 怕

わ

カン 12

る

やら

不

吳《

はば

60

ぢ

40

i)

ま

あ

な

オレ

15

そ

初上

力》

話の

٤

田電田電田電

7

20

0 けさ

事

更な

開雪

き

直流

る TE

ある。時間の

つ 、竹門 3 内多 町等 自当 の際系 動 0) 内容 電話 カン 6 まづか を け 行き 聞言 き見き 尾 な 聞き

出で お 座さ 居り ます。

再発されて 悟にし 此。屋中 1) う に 仕しな 何いは 0 い。只今出 門時頃は 様う さら 社に 口豪 7 0 さんは たら から 會出 が な 4 掛か 野界な質問す 0 0 據所なく符合の る け 信樂新道 けて 近 0 Ci 惯 去。 吏 妙 を 0 5. 0 でた ť 4 たば 出 矢や連覧は世帯に 暮れ ひよく ヤ 分な 先 要 き 13 カン 領当 1 腹思 知山 ま b 手 IJ 41 で 世 は 京等 換 彻言 御二 2 借 女 胩 か IJ Ti な は |h]2 1/13 カン 開合すよ を潰ぶ 身み 0 お捨た と云い 1) 分范 と続き 5 だ L 箱は 斯か た 17

> 文をも ぞや。 稍気な もう つて 一時 様子 何急結ち 思想 雪塘 \$ 20 0) -) 女中 方常せ 湯に 打 7 る 江 夜よ 主 ¥, 渡 る 0 た處、 焦ないただ で家で す 11 0 1= カコ が が判別的 次し ない 力> بزيد 6 郭京 0 時じ た どら 事员 かた y, が 3 此の ・大抵今夜は、 で、 4= 力 B ٤ 17 3 な 4.}-0 17 ま 始し 1) よく 内容 オーで 4 は 和言 tei. 中等 る ま 何芒 何笼 其子 垅 菊 催言 は 松 歸 李 中臺 間ま 助 速量 子 ij 3 0 間次 さん 轭力 譯 だ 出に 何事 6 から ね 80 B

「末まとんか。 ・ 女皇。 其そ 5 器/ れ る ts ŧ. 家業 綺含 施、 内京 رىل -g-訓 to カュ 梁 同差 2 な L () 打造 -0 ばいす 明 カン 变 オレン 17 1) オレ か of 同意 を 有态 10 ·K 制度 主 れ ば -11 44

-}-

外が

ど待ち

L

7 2

3 L

置

幣人

is

ま

御二

松馬

0

出。

挨拶

が

な

0

カン

+ 向雪

時じ 10 致

過す

\$

に當人菊

計場り

Ŋ

カコ

上と云い H

200 3 IJ

0

7

買き

٤

とう定 カン

出。先

一通を

まッち と思ふ情人の一人や半分なく 動めなくつちゃなら無 つたんぢゃなくツてよ。 いんです 随意 つちや、 6. やな 寄命が縮 可か変に 16 座敷

やがるけ 然徳なし 旦だな 語なるた 見たやうな薄情なも は、一 まり京 んは日 3 につれて、折々小さな舌の先 たい やうに 續ける。然し京さんは 云つて菊松は の用心に、最初から金のない 夜たりとも さんのやうな物のわかつた人を色にして のだと云ふ 説きつい では と大概の値踏をして でと二日日にはいやに人を色成ひに、 なれない 日合ふ女の 動く 何も彼も ど、此れがつ 、晩なんぞも、商賣をしてゐる以上 はすっ 廻 のを、不思議さらに いてゐた。する中にどう云ふ して。弄 6 お茶をひかないやらにとの 0 事を、情を含んで喃々として 他等 る菊松の カ> り への手先ので の藝妓 承知 それ のに血道を上げる氣にはど 判断をつけ まり U L だ 先八百い隣の間 何を云やい ながら、 7 から堅氣のち のやうに役者や数人 胜三 ダイ 居ねや ねてくれる (2) の絶えざる開閉 女の手なので \$6 がる ながら、京さ おきく めて、互に寄 朝松の がる ンド は 0 金数の しんだ、 だ・・・・ をば、 から 、ま

> 7:3 グダ L.T 1) 1 7 た 型の上に轉がった。 0 指環や は弱松 0 細煙 V 1 指的 から 扱けて、

あ ッ 3

驚きの 指から、それをなって廻してゐる京さんの指先 型の上に落ちたからである。 を經て、京さんの膝の上できる 「よく舞るなア。」と京さんは収上げて電気燈 これは消松とぶさんと雨人同時 京さんの手であ の軽であ る。然し指環を最初に拾 をつたはつて、 指導 環は 時に發 0 水 が東できると した輕さ そして

0

光の 此心大意 ŋ 寶石に對する女性 ら早く元の私の指に依め返して下さ K 色には誤って火鉢の中へでも落して臭れ るやうに其の袂を引いた。 で弱松は京さんの質問に答へるより 幾何位したんだい どうしても押へてゐる事は出來な んは 7 「あなた・・・。 やった若い富んだる華族の姿と、 ありと現れてゐた。と見て取るや否や、 萬一の間違ひのないやうに、 翳して見なが きな見事な眩 女に對して雪の夜以來 。」と我れ知らず訴べ の真情が溢るしばか しい指環を得々として買っ 随分大きいぢ 菊き (1) 0 何でも 此の様子や顔 る いと感じ 徳き やう いとない 質を IJ 先う組ま いいかか な調子 を買か 约 に、あ 京 もら から 3

> く振り 指環を掌のな 火鉢の底も通れとば やりたい處を、 さんは春まだ寒 が、紫紫として京さんの眼の前に浮んだ。 て 費つた時の り排ひ、 中なに 南松 に握り潰して、 い三月の夜の小座敷を暖い ま 3 かり、其の中へ が様子ば かに 然ら 引かれた袂を手荒 IJ b ならず、ぢ 叩きつ 底 け まで

び電燈の光に翳して見た。 いとかまかせに左 分、からかひ生分・ 「僕には似合ないか知ら。 るやうな心持で、詮方なしに跳つてしま 「大夫丈だよ。見たつて減りやし 弱松は池の終に遊ん 中の樂指 すこし堅 -0 るる赤兄を遠 こと京さん いと思ひながらぐ 75 込んで、再 11 而自生

やないか。

0

すっ その時女中が襖 の外と から、 「菊松さん電話 C

力 力 「そら又お爺さんの なく 京さんは指環を扱いて返さらと思つ 300 ち p 成在 3 ま 御信徒 ¥ ) 構製 でだ。 な 中貨 ひだから 僕に跡 無也

「あ新院 いた。 礼 ア大變だ。」と京さんも少しく 理に力任い

せいに

た指導

環はな

73

0 ど本能 0 で 的是 IC 心性味 駄 目め p 識しが なり た そこま 4. カン L で透き 疑ぶが 彼ら P 否是

3

な

やらに、 き するに が 敵なき 來さて 或 さん 人が 方 と対松 は 一思ひに綺麗さつばり どらしたら る の考が そ 別のいる なこと 0 此方では ので丁度い 方が一段器 の伸を を つ るだら いた結び L 世 邪影\* から お前き 250 量り 果給 よりさ 都合然 を それ お前さ て 0 手段は、 上尚 切され どら とも げ が かさら るかも 寧そ其様 思をは 疾さ 仕し か。 糖 舞はら から なら はせる 邪る し 知し 此 れ

> -姐望

何必

5

その ない・・・・。 降かり 夜は 積 た雪の より 上之 早く明けてしまつたので 15 1111 IJ 輝いた < 朝きな 5 光

# 五

查馆 を見り J-H 那 Ŋ が たい位に気の急く と、矢庭に京 落ち 納き 0 付 7> 餐の 髪を綺 た風を見い (1) きん 後 消息を得た 麗れ 毛 は 10 0 加多 步 L " を び 7 13 現れれ いま 2 0 しは質に其 いて引指倒 菊 おしま ざと痩我 た衛松 でに、 松 の方

> 処さん さら 事是 京まさ 前さんの仲は吃度今まで通りよ。」 てし きら 私一人 共产 さん よ。 0 か de 82 れは ŋ ま んは りと淀みなく 云ふ譯なんだから、 とに類な なさき 一人ならば一晩だ 日來なかつたの 0 0 旦那や何と 信賞の豊か 146t ま 其の夜の中に見事たる。ないま 白州す 7 に、「質は 理り 怒らずに 90 ま 小する 通りら れて、 Ŋ に男の 打多 があ カン だ 明 だけけ 退引き との 7, け たか 緒と 願語 た。 ね さん、 の為め L 事 島る たき であ カコ 京 なら もり 茶屋 其で れ さん、 斯う 男が る。 12 力。 \$ と云ふ。 開き さん なく吹ん はい ま そし つて、 どうす めにな 私だ 風えき と家 遊さ 百名 で もつ 化系 を 如い を 76 聞え L

1

6

らは大阪 ふ其等の 來ぬば こた 其<sup>そ</sup> 呼ぶ 3 るた其心 び け 6 此二 0 れ L かどる 夜さ 而去 でけに呼ぶ野菜な客だと云ふ 6. カュ 相京 数ある 事是 \$ 0 ŋ 次 年寄った前人で東京 が露熟 企か 手 カ 其る けは、最計ら も、 11 0 後 三さ 失態の舉句 あ 何い 有ない ij 日 た。 つさら y. 红 四小 何然 かすると んや、丁度京さん 死亡 或朝京され な色岩 時 通りに の果に、 座影 遠信 と約 H い好男子 出 た んは天賞堂へ 111 朝き し版が 貨 事 た 東江 i 松 1) 來る 位の年でなって 12 0 歸 て置 ち 口台 C ٤ あ カン あ

菊き松き か云ふ噂が 弱松は た。 ・ 座敷を無理か云ふ噂が出 物多 吏 ヤ に這い 裕 の指環が燦然たる光を放 の薬指には今まで見なか は此頃赤坂邊の 柳湯 入っつ だ よりに、 た二人の姿 中賞ひ 20 大號 華族様を手 てれ 呼ぶかんあ 172 前走 かつてる つた智 0 だ F) 取高 15 败 ĺĴ き L る 京書 度と図り 見相な さん ねると 費 を認 ない 民新 IJ な

73 ige. 菊 ち æ K そ 2 な指導 環和 を持つ 7 た

さんに なく これ ち とめ رم د 大龍 阪 る え、 なたっ 0 費息 此 0 位は 服器 36

んて 更 とぼけて、 云ふなア さん は 6. よく pq - [ -此 の畜生 ti. ---た F 4 加北 立法 だけ、

Ħi.

八

ですとさ。

わ

12

何<sup>ど</sup> 杰 「まア学 き -- [--・家の親父で か なるんだけ 12 好 \$L んで から ريهد E ď, Š 屯 ルす to どう 10 appe 愛的 っとは カン なれ

んに頼笏 あ らり んで、 またそん どうの斯う のして費 私 رمو 初意 " ツて、 i 京 30 坝"·

6 今時の水轉なんぞに計く見ら る。「乃公アから見えても興座の 0) つて聞く人があれば、京さ 興末を物語つてそして し罪な事をし 時も 1+ オレ る かうぶふ 上地ツーだア なア業腹が る虚 たく ので だか

形見にとあ か突にけれ 下され度く候の」として な質格 ら菊松の元居た家へ届けて やり ッ れども暫くすると京さんは チの代金は自分の店の番頭に泣き さんが見合ひもせずに結婚 ッにオ お祝ひまで のブロ はかなして背 一致なんぞいがめたつて始まらないやと 糖労 のまく頂歌い ッ 天賞堂から具の指環と同じ位 チを買ひ、 後れ走ながら、何卒お受取り つたのださらで いたし 现法 あす de 他の居處が ・つた。 ます。此の品 の指環にそなたの 何德 が分らぬい を感じ 盖法 あ 量し其のブ 0 6 神神 7 た 無也 カン 0)

變った人のやらに堅くなってしまったのは其の

して、けろり

٤

事である。

柳京 喻 0 の暖 300 春 の日向に解け

女ななは

默つて

てゐたが、

柳子

設力

の欄干

愛に 任がた ŋ やす を の、女を きせつ 請けて それさへ銀て米八が、三筋 1/15 の一念真質に思込んだる その日の活業は、世間 裏なかなかに愛き事つも つくる 糸糸と 仕場と 可加 る假門

と美向ひの置射壁。 春色物图 女は今朝方からの風邪心地、悪寒を凌ぐ八反をなけるだったかができまれた。 だす消魂しい電話の鈴の音に遮られた。 101 節は、突然梯子 男が中音に讀み 段だの 間がし 下片 力 7 おた

ŋ

がて、梯子を二三段 開閉物売く、 聞耳立てる間もあらず、勝手の方からは障子 ざんすか 「如さん。 福袍の禁に埋めた其頭を起し べつて。 据な 箱せ あ わ から ってム かし もらお支度に上 脈け川る下女の足音 く踏み鳴 し、間を鞭めて、 つてもよど do 0

沖雪は 第つ が た。も どち < いつもより よ。 女爱 もうそんな時間 から煙管を捜 なんだ 11 用箪笥の上の置時計を顧いかり 今は日本 4 もう治 と以前からか は又一層朝寝 何 1) 出だ なら かい。」といかにも 一晩位無理をし ながら、 時 なん 覧悟し L 一お前。 た念の ね みたが、男は てゐたやら 。と排流 を驚い 7.0 心持 Ho たらし 0 4. 短さか が 園と 13 6

あ

片がた に心 付き、一今す 0 かまへて、 北方 下から意を出 から電話 こかけると然 こねる下女

う云つてお置き。 をさして 姿.

へをか

下げ 女芸 は 再び頑丈な足音

三沙日か も前 事で希腊さんからもく から () 76 約さ 的東なんで れんで歌まれ す カン 6 120 そ

のよ。 「春若が踊っ に地の ょ。 らつて・・・昨日も電話で 私なし 困ったわ 0 地ち なら る ね 0 わ 力。 ざく 0 い」度胸が 手で 念を押さり 반 だ ね れて な 6 るんです 湾す む

差伸して女の額 體心持はいるの を押へ か悪 る。 63 0 カン ے ک 舆 んは手

う 「まだ熱があつて? わ む。少し る でせらか あるやら ね。

년" たり わ る 前等 いにやア極つて の人の 身體だ と思っ 6 ア ね。 ち 1 お前さ 大智 は鬼に角 遊泉 0

男は最早でもはや ほ もう後何究位 んとうね。 小味感 には いほどか着 去記 答 から きられるん 13 7:> 見ると 0 た調子で云ったが また痩せた 事是

る。 「弱き さん お 電話 ですよ。」と別っ の女中 の繋がす

昨日今日

弘

83

を

た藝妓

-Ca

y.

な

カン

カン

大芸芸 京きっき して れな は は血 る る とく話さ 脹は 0 上に、脈をべ がにじんで れ 指数 25 1:3 から 老 い事は、京さんも今では 111-6 つて 話わ 取れれ T 3 而も指環 から まっー ずに ねるで 戻つて 指環の間へ 菊き る 來たが 3 ので 電流が がかっ つけ る あ 海を真 骨質 口名 た楽指は 主 おだ指環点 0 處の皮の皮 ドカて 赤に は

が 後望 何 と云ふ事に証がつ 扱め カン 0 ٤ 力。 ŋ W 0 13 6. くり い時にけ、明日 再び指環を抜きにかくる。 7 やうに 内儀が手の 持へて置く。 傳元 0) つて 柳亭意 て女中も お野水様に行 も共々家中總 若しそれで さんの

をつく

o C

菊松 はもら と額か なア。

き出

な

查验

は付になっ

ŋ

-j-困

らは

汗を

田だ

して、 しさう

京言

さん

はからいき

は

どら

L

よう。

あ

40

U.

750

事是

お客様は

子か

ま

6

\$ オレ

なく

指於

環物

の電族様

であ

Ł

事是

C.

人智

知し

ず切いてし

まつたと

0

親や

B

は

て見

たが、洗

福更指

やけて太くな

ば L

ŋ

餐付油

格 ば

気が急けば急く

ないけで

あ

る。

カッく

する中に中費ひを急がす

内箱の婆が今がた

女中が出っ

て來て、

金融を

13

湯を

迎び、石輪で

沈き

が一寸觸つてもなってもなったっと 方電話 書かて さん ては痛快に感じて 獨と 日か引擎 痛光 0) It け 取と けれど、作べ 乃为 りで薬に 四月五日と消息 つじ めて熱を起し、 位の大きさぢ 九 ガ 万公の 遂に其の夜 な 1 界派水で冷してゐる騒ぎ もら ge いてゐてまだ、 を 昨夜は カ> ヤ 指に残 つた。 知し 0 Æ 教を た。 つた事ぢやな け  $\mathcal{L}$ あ 1,0 んまり無理ないます 見る 返事 の指派 から 0 飛び上るほどの旅さに、其の ねた。 たグ 其の爲めに指環を アと・・・・海か 死し な 数さ 環はとうく が 家記は に日数す 更にな イ は翌日醫者の處へ行つたはとうく、其夜の中には 前々夜か れば彼か 然かし いとなか 中 な事をし の指標 生きよう 婦から 本 4. 12 ぶやうに、唯だ 環を た三日四日近日 0 だから 其の値踏をし つて行く。京 ら -6 とそんな事 次の日の夕 との 収上 0 十日程、 と手紙で 30 るどころ か、告集 を 吸が 事 には = 3 虚な を

ある。

とろう

段後に内儀が

中へ這入って、 に門口に待つて

此っ

場合き

坎上

れ

た

水は場は

かまで

様子を見にか

來で

Z

Zinh.

「ふ始まっ

-

は、

二三度に

薬指を切つ

まふ器にも

行くま

いから、 カン

菊

方では今夜

2

お客様の方へ

B

のはどう

10

も仕様が

يد ك

に京き

くさん

元身前: 行って 少いやうにと、この節 敬き 松き な内儀から、又して んは 0 はにも るだけ 内なで は日に二三日前に話が 0) 聞いて見ると最初 方はかか から 済むま 様子 環を を 何您 と称き上げ さぐる為 0 も意外な事質を聞 の数岐衆 L 心心 ついて、関手 たま」 (1) 事是 うて、 だ L かさ から、 の待合に まさ 物代数

まし

分の指に残つた指環をば此の 京さんけ菊松の仕打を無念 京さんけ菊松の仕打を無念 て、一 無事 を 振る鳥ち ぎかた で、顔を喰ひし た。 11 7 を逃が た日には、 方を誤戯化し、 つて L ቻ け菊松の仕打を無念と 憤 0 カン 指環を 此の方 す しばる 恐認れ 公礼 流学 4明次 南 程に残り から 5 ま が 2 又 たっかん が野落など な悪足 れたと あ る 情望 と京さんは き 0) いの方にほ で、似智 か落 が 23 L をふい 品法 4-L 0 85 ては ひ 物がも の一生の智 だけに、自 0 田だ惨と だんま たの Ł 32, カン 打了 で騒易 だ。 IJ

の評判に の薬指 なつた。大したもんです 潭水水 < 及 1 ·Þ 光は忽 12 上 ち

なが

8

やるのであ

0

0

1:3

い腹が

る

(88

種的藝術 0 別 た。 とない 其その 感がたじゃ 0 眼め 3 は 0 1 此二 依いば が 飽あ ŧ6 0 麻ぎ 社場 < i. 屯 敷 て梅暦のでもよく K 掛 沈治 つ 共ると 插門常 7 時等 を 懐なく 脱索で 男は めたる

る 7 わ 73 ね 無なや 風かし 獨語の 邪世 でも 7 0) つ 又意 ge て 引四 E 早はに、 0 6 た ì, ŋ 歸 時等 凝和 0 73 込こ 來く む ぞ では、 る P ا م تح 5 順常に だ ٤

子二 な身 揚級段を増すな 出だ W 下背は ぼ L 口名調系 3 話わ カン 丁だけ か向見ずい を ts 力> 政意 腹はない け 20 云 7 。」と大震 L から < れ 3 口套 云ひ 女を 廻らう ろ पाई -j-を 呼。 支し な N 废行

坐がかった け つて 7 0 伊だ用き から ば 筆た 햞 再発び上京 下げ うて行い 朝女家 ŋ 明き場合が 辦道 痛弱 つて か段数 ら小 が を下が B L 來る す 邪じの 窓覧 際に 地で湯 に ts 物言 から 1) 0) カン 直様 紅堂 振す け をを つ を 持的系 たないない。 取らが、出たが、 今时 H は た П.2 2年 然立ち るのからの IJ を 空に T 日号 特に 行い 展記 0 (I

寒沈で、 萬地事 電影 1) ⟨` 火ひの 11 3 全党を 元となったがられれいの方がある。 ま 石芸火 1) < 3 南雪と のなれまで果て 忘存 ~ 乏能し を検えれまれる ٤ る 如意 擦 抜け IIIL' と精力と 果はて かと思い 2 ふいい を 裏二階に 落 (2) 82 0 適下珠華 3 きす ち 仕上 L よっ 度に終しを取り 更なの、 舞步 7 前にある とば 0 た 鏡が た L 前: 1) 田だ山な物に る 着なか ويلجل かや で 中なか 力是否是 5 すく 时家 ٤" 響と 熱ないる る る気け月ち 打込ん 任意 ` を経出的 髪み 7 色色 (2) る 관 ts

知し打造物はぐ事に気が話にばれの人が下げををもだっ 痩ぎた 地た 屋中歇在水上取上 って 8 Ł 櫛心 (2) (2) 知るら 鼓で音 打造 见为 82 ye. オレ 作をよ を たる た 時待を 成。 東 掛音 れて よせかを 力。 後 る 椿が III: L 5 此意事 に於て た。 せの (t カン カン 放出 像を た 1 17 け け機し、會は 下げ 無力 は カン 女な 折合 ら気き競響 半なには、 L から 11. 4. 如楚 1:3 0 人 File L' を 化 感か 小さ 撫な 外是 3 居中 ٤ 男をは オレ 粧き 抽合う 肩が 嘆ん 1 にる Z, 後じさ に具数に生ませ 餘 す た F. 女是交流 長旅 日で 裕等 る 1 葬着も 受験 福言 さるない す を 幾い 骨もしまに を 科艺 以立 13 個 ts 3 を 急とい を 香品 2

伸っ立た気をたっている。 ないでする。 をいる。 をいる。 をいる。 新彦と、 櫛じ 手品 亂於 出产 りれ F 0 南輪は電路 でない 歯は お 岩忠 銀い (2) 加拿 のにない (1) 中京調品が カン E 左きなな 鮮 分流是 光を 昨言 当物力 カン 足也 カン 3 時言 ま H. - 함께 浴 力> の気がない。 插 選りた 3 0 U. すが、毛はない 20 變貨 尼主 邪" エス質がに、のして 此事 テレ 土土 心 h 如是 地市地方 -0 ながきである 1 古 での 恋いつ

て置いながれたいるが、然しいなが、 間に容むい てどく かって ら経典 から 眼中に 3 園まか 頸部 る 休息 よが、増えては、出きる T; + 7 息( ٤ 線官面允 力。 F 1) Zi はる 0 カン 樣 明月2 IJ. 0 1--EI 1) 刷 恰もも に分 明だ が 満足を 警を終さ 毛" 5 13 カン 一持刷 ららく 40 度は L オレ U よ 郷ろ 手で の製作 から E た 111 (2) を 粉 -0 造った Li 肩かた 17 110 粉 の後の 阿克 田性 Ť J. 花装 な 朓鱼 4. 生 は す 树 2, 8 と切り満 手手 主 7. 0 いので取り が足さ 腿多い 都能つ 砂が日まな 美" 4. ريم -E

度とか ぢ 線艺 る。 ま 82 ば 5 まで Ø> 0 は 7)2 必 6 しあ 0 カン け 避さ . 동사 いれ 立等 6 ŋ ず 又表 到 仕しあ 0 E , 二点 け 悲" 舞 田下中原 3. 3 0 來き 頃言 掮 Op 7 0 0 て、 人 る る 12 間蒙 て見ていたけ、 傷たま る 遂? 力 初 政志 置如 互がひ L 0 ぎ 7 初じ 襲 を 五心 7 0 ŋ 事新 氣きを 沈默 放が意 燈 あ ょ め は C 0 10 カン 0 世 生活が 1/13 1.3 7 は 0) な 85 反抗智 事をを けて 5 く悲 4. 悲寒 は 0 Tã て 實 馴な 7 日中 桃魚 事を ī 称暦を 成行 事を は日気 れ 腹管 8 的言 切き 7 8. 3 Ė た 度なく の思ふくこ 度と 次し事を 82 10 0 第 É す やら 7 開等 B 난 力 等的 任山 0 れ あ

話わ 云 同 K 0 ば ナニ は 時に なら 0 心器者 大不幸 肋ラ 昨と 膜を 旦だ 华山 ので 石 た後と カン 0 那 秋营 薄な は 分光 0 宣言 情 0) 事 7 當等 特的 النا あ ns Fi. 時 受 福金 رغ 肺だ 年汉 0 柳書 分で た。 を 3 J. do は 出 ま 2 不為 ただり 身 楽言 75 た 治 将言 ic た 攻と 前贯 7= カン た。 處言 肺に時じ

> 近 交差 人后他 りと数けの の心意 質らを で、 を ら、大院に 人い 供給 け 事员 ばた 心地が る 3 れ 持 主党 なら、 れ 主品 なら 傳う 義 あり 事是 れ を 中等 人是 王属家 染つ ば を 3 0 0 ば THE ? 有難 ŋ 舞 耳 た。 11 今ま F 題礼 金艺 1º 0 富幸 智書 -0 15 を は \$2 0 116 所述 ず た から 11 رمی L 切心 0) 婚礼 7 北 VI 借したくす を 煉 0 仕し の看気 な 支 品层 唯だだ 上かち 能べく 込 主义 企 ٤ 排售 此 感だ 雑ぎ 地 Ł B いぶ 旦だな 月々里で を分 14% 7 承蒙 後: 11175 3 那 知言 ریہ J. 111 4. け 0 商 來 方学 7 カン た 賣 とい sp. る 4. あ 1.3 だけ 事是 を た る 1= 6 15 ま 共き事じの

子ご

じ家多外類みので 増まるた 分ま ら 期主理》 古書 ある 後を 2 15 好い 。れて と小: 迎替 L to 朋輩は 的 理力 女 4 藝者特 由时 且发 雜智 弘 礼 月坊 早等 6 月子 83 2 那位 は 自它 た 有智 L ts 0 カン 看方: 前きの 人》 V. 意心 力 Ð 地ち て、 E 11 1 増言は 看完板 地ち 1-6 惡 ę 前の 後 E' あ を 现态 姐粒 につか 後 0 用さ 丁度 42,2 do た 前走 正なある 阳 を 岩波 Z. 月3 人に 株と云 総さ ば 4 駅 其中 同是妓 U 7 た カシ 設立へば、 (2) ば な L" なけ 質時、 IJ シシ D 0 カン He 前たあ 82 か n IJ 時也 ALC. 増まで ば 同常

HO T 嬉れ 柳紫 1:2 頃湯 費為 派 書か 20 L 氣 地 た れ から 婚言 顶 前等 住芸 何言 0 1) 替か 事也 カン -) 理り 儀 自じ L To 田岩 th 分范 けて 姐島 ょ は、 七代 加高 力。 時 此一 如意 111-1 然 1L 兹: 思达 と気が 包含 ま を 11/2 张言 んで 事言の ま 6 di 地ち ためい 13 た 你 層言 王 矢等等に立つ 未言 料等

引きだろ 增言 態の た男と 足を掲れ 至是 つて、 れ を 11 カン の大き思いがある。 其 礼 た 自 旦売な 年記であ 前走 IJ 0 力》 が同様 夜を 命かか 血け 6 た 板新道 男が 横き を を 0 色 を決ちて 年記のでき 真 慕 L す 誤る 1 カン 明 礼 粉巻れ Ľ 地方 Z, ば -j-オレ 1) 物等 信品 82 15 货家 カン 王星 L 1/13 L" かい HE け 傳 た程態のた程態 から、二人 は 事是 -か ま 新看板 それ L 込ん 步為 L

K

實言際で 焼き 増す 0 Ł 默益 前光 3 7 身为 3 万造さ る IJ 男き 北 0 け 創盆 を明の 後等 0) 大は

炬

20

E

れ け

1=

だ

私类

احد

死ん

な

る

わ

120

折か

5

粉

8) 当

0

程言

下口も 2 8

の一間

燈上 オレ

な

焼な

压的

0

が

突台

出的

15

織で

0

とに

は、なき

度ご

仮たる

間まる

引び點み

敷れ

居る 82 82

0

の海を以て

境

す

ば三き

と変せ

と、間ま

き得っ

日的

とは

れ

数年見る

知しら

切情ば

とに汚さい。

問数は

30 ٤, cop

11.0

(1)

方言

礼

だけ

だ

カン 割けら

11:3

酸化

11

3

ま

會記

人達が

2

花

オレ

のも、共給に

其の最大

松ら即ま

发色み 明节

113

的主

10

耽清

子、そ

過す

き

TI

人光

0

なく

便光

の雨湯 為た

J. 批片

低了

天井

ばかり、張ない

ŋ

15

L る。 れ

E IJ

な

程に

75.

た

種品 は

(2)

とも 明治、

見ら

る

15 ば

立ただけ

丈せ

不便に物物

HI e

來すて

の二

俗で

負長屋

る

初片

年为

追えなれ

を

3

插記 はで 縮を見る 日を に西洋窓 外也 0 3 0 がまませいがない。 全元 れ び 海子 た る 6世年 ζ. 電流の た 0) 喜く 仕し際記 0 かっつ 燈。 なこ 果な 0 ったタ方よ Ŋ 神どか 情な 夜書 K なが、終と 15 0) 梅野 戶的外 身が唯たのだ。 云 TI. 退た引い 3. ij る 0 ただ然 を は、後に ま Op は、幾分か其に、電燈 ٤ 寒 3 開 < 3 10 き 7 65 は 電気 起かっ た 5 建\* 挑祭 知ら が 7 其の方が 身ない 侵い 直至 付设 0 光がかり もう 5 0) 歪然 15 L なる

4.

處さる どら

細をへ

たせらが

而太

最初男は

は

地等言

られんで

猫だに

爪品

からか

世

わ

とない為た

华 7= 学が大きない 6 瓦影思 のは 四点の れ カン 他に らって 不少 なく 売りない。 柱を立た 6 後重け K つて んで 0 で あ 上之 から付は精密 來きた しく突 男を 0 った。 B 稍。 20 K る。 時 は 73

た

0)

ぢ

وهد

75 を

V

力。

0 83

被手の、の心を の姓を名乗さんなぞと う行意を ため仕し独族 際まに 思言 L で 7 11 (t は 0 は女流 樣言 将非 るたりで す 下は途のれ、 0) は 事と P から 張特 問ま 5 昨年の な から見さい 打造を 日には、日には、凡は、日には、凡は、 呼上 に自じ ŋ 同意 L 次しへ 親はば 15 第言ら 見さ 业 事是 分产 雕家 L オレ れ 秋季 0 0 -6 do 崩 ず 0 から 定常な 她言 愈产 E St. III. 身み 0 れ から丸が、 情だ Ł 此三 出栏 ひ -} 7 毎後 か の二階 た 行で表 10 す を 旦死 後でからい ap 人々々 の内容前に 許智事是 け 5 H けは ٤ をば、 人で 々同じ電燈 さは 15 0 政意ので 歷 合いとし 此二 たる 1I 赔. 3 今えや 150 ス 11 あ れ 0) 單烷 数でる 0 de de دمر 0 りの光 東京 に進え あ 女 \$ ま 수날 3 た

ñ

包了

孙 ¥,

し、に助う

藝艺 老

にごろ

0

4.

情に飲いたば、ら

亦言

ge

交響際言

でい,

假沙

面光

1.3

0

10

何言

事品

ž

5

出だな

Fo

共三

等的

不适

快急

ZL から

處さるか

名の

F. 3

押に

して、

凡学 0

人兒

0

多品

く集る 直を

には

ず

礼

6.

反法司 切だ

やら

競 な陰険な感覚を感覚を

する語

つて、

其れれ

和随に立る

他に立身出して、人々は、人々は

加支持

野やれ

0

唯た降ないだ級ま

心儿

を

ば

人口

て、 製生と も二本並んでた 笑さく を 此 届くに 7 0 貨家を見 切当 B 0 云 亦那 た事をがな 3 る 間等 殿上 が 300 Mile & だ 社や乗っ着さい活り體を直を つっる。冬まにって様い の活き あ 0 る 活力の 階か の朝皇は到底 だと追引 字記 対に、唯一で から K 力。 報 折台 主なると を習らは れ 雨意覺其 本 \$ 雑言 同常 し時代 را で L" 10 (1) 男しいさま た持ち は K 樣 れ 见3 根え 自じな る K る 堀馬端に ち 入い 書る 氣き た 2 15 Z. を、成程版 起 7 IJ 20 崩 カュ L 5 U 行い は きつ Z 7 L 8 電光 抛作 れて 7 11 力 ts つう 0 あ 13 車片 返 慌なた ま 7 ま れ 至 る カン 9 規等 待ま け ij 仕 から ま 0 0 ルリティ 正ででで になな ナー れ 無 0 死二 現坑 果然 制度 漸為 200 洋電が 勉え 8 になる なめりきまままままは 事是 0 3 を

出产 出程

L

-

る

15

Ĭ:Ž

次言

間意

0

考

釋

(2)

思議

を

示的

學之 半数

が

力》 る。

間以ほ

牛蒡

押入れ

から 敷し 為

8

n

\$

2

型たい

中襟元、耳染 ま です 水子 用草 粉心 の濃淡 0 75 y

毛 下女は周章で 0 類に 御二 御信ます。 なが 北代 を次く II 柳子 を H -j-摩記と と共に格子に 樂を 上身 作が IJ 7 175 の引用 0

帳があってきる さら を見て FIE につたね。 下さい。」 あ なた、 鳥ま 液 変 そ 時。 0 ليا ك がまだし の変 0 は 1112 女 0

Ħî.

**歴際に小さく**な 割等 年交間次 輩ば が の羽織に同じ 内や落語家 の帳面 身を Ľ は を讀 de 態度で、 寄せて 10 み 着き にくさら る B 膝を やう りお寒う 刺 様と れつた場所に 裾を端折 0 段を上京 御信き K 6 何處 いつた四 のをと ij 7 き なく角 0 と対象 は +

為さん。 加物は 田 0 なく っても 可是 カコ 0 た だ

7 V: ち あ ٤ 36 B 召包 21 ち 雪響勢 ま 祝きせ 模り様 20 11175

婚書は 8 共言 下时 女艺 K 命 自幸 粉さ ľ 0 73 かい II 6 香草 れ 高な 寝衣 给意 0 膝で 00 を 批 ば 田芒 を

> 正な顕文引き立ちく して取り直線を でいっるを ( 二枚重をどに堅く記 の手に渡り 沈えるに 手では らうと云ふしごき ついて片手では長く吸く 女然 る。 、座を立ち、 着と がその標を合せて 凡寸 震い ては を収り 引き締め して t: いて は一種ない情報 共も々に 取って、後、 がら、終 から着 っつて なる 妙らに 4 下安全 伊達袋を少し ち 0 ると、 紋羽二 迅速に ねて、 を、さ 飽くまで専門家的 た。 ダが取出す つた。 せ ねる 治 から着 かけ ッと 第5年 補は前 かいま 重 取肯 世 暇に 0 扱はれて行 カ 捌き 長さ 置加度 屋の為な 生は直ち は胴髪 it 線を 至 せ · 持等 温線も 直篮 る カン 7 かけて は全意 して のく もう 其そ たの長紅戦 はき替へて 1+ 3 0 温点 置 組まび た ζ مد 阿からなった。 熟練と がなっ 模樣 た衣紋 反もあ y オレ 4. 0 裾を ををなな るほ せら -\$ を を 0 あ な

败 流す 5 ま 0 この なお武者が ٤ 石 石に始終れる 今夜 ふ一聲に、 出立た 初地 を でで で 行 見が動な 新なれ 行く時の 病を目して新姓 れに 云ふで を 鎧美々 見み 馴な の様子は、 な れ ず いが、 た事 挑 武智重次郎 しく出陣する 7.5 恰も遺寄 を遊り 7 男なら しおい、 る 0 世 0

> 0 後姿 を見込 る op 5 な悲哀 を修

御飯一人 てすぐ歸つ 今は扱い て水が好け わ。 如息 沙 屋中 それ た時 化影 3 だばば 1.I 粧 一時に膝を 袋 7. ぢ 0 車が たら却つて、 て來る P 食べ カン K ア、私行つて ŋ 0 ナ, K 煙草入を抜きつき、締めた . 來き ま 腰包 东 カン ら、待 を だこと 気が カン やア 14 た。 はみ -) しと下た 來言 Ī 線光 たて ま かを持つ ば 出て p が高される 0 よ。 ŋ L 方でで て、這人つ L なが 早等人質 0) 問かだ

乳号 其そ が の 男を あ 手 は 婚の それ から L 半身を 7 る を 何笠 から、 とも 난 < 握 起む 0 あ 0 L 増吉は経 て、 かずに れ 唯产 6 だ領 B \$6 飲ん 唯产 腹部 を取り 付 でお置きなさい。 龙 --) て様子段を下 ねる と、女

針と共に、 0 ろ 直様切火 一次さ 落 1) ち 1 置如 出产 3 やら 其を置き 燈へは枕をしてい を カン K 中で 傾の け を脱痕 る 香港 化上 掛。 が 聞意 3 け と、丁度六 N た 大智 7 n な長級 男を 招馬  $\sqsupset^{\sigma}$ 才 いたが ル 0 が製造 を

間製 もら暫くだり ij みに ま L は 36 6 腹な を 7 な 0 カン 3 して居らつしていま。如され 0 如撃 3 やる 2 だ

す 下的 حك 7 は丁度物馴 红 学に行 子で答 つて 机 なが た ま 新造が若 0 其<sup>そ</sup>の 凌を取り 客で ŋ を す 2 か

過ぎる では 同等 人の軽に耳 時に いふ電話で 電が話 から を 0) 鳴出 事を L -0 0 杉 L 茶品屋 たが 11 do 増吉が な 男は から 4. 欠なないかと 明た まだ 初 座 取かっ 败生 豫よ 少さ 0) 想信 し時 何知 から 時に 通道 に迎ま間な出でひが りさら 20 約で 早は 0 橡心

直す旦気 1" 」と階下から て置き 下げ 女艺 が 學系 ね を カン H てい あ ち 6

受け 7 まつた

んで 3 5 唯一 そんなら出先へさら云ってやって 40 を座敷です カン 5 と云つて置 VI た

杉 吳く か 礼 < 商電いいいい H 1= た 初 居ら 弘 座 心の苦痛 い、男は家の れ な 關允 カュ つ た。 和談な . L:3 自じ 女艺 のでは、だけ、 カン 6 1) まで、 外景の影け

> 正なる 守にせる 別が 場合に 外でぬ 感する折りには仕様う まる 事で、 身となって、 無意 L of g あ カン が行べ、 いで け B る家業のよ のない な れて る い二階の 0 は 云ふに云は 強いも、 なら 總高を算盤に ٤, な こべつては た。下女で 共产 現だに 二階にごろく か 男も最 用きま 0 つ 82 挨拶や 事 मेर्ड たが、 事品 も最初は面白半分に整へば既に久しい以前の 下女け 野吉 رعه な 至是 何時とし から 掛りの 立れないが、 カ: あ にはじいて見るか , Ge 17. 返記 0 ない制度は、時代 ざた 4 鎖 少しいと して 奎 B 新二人 人 機と苦切物 \$00 يد なく < 序ぎ 以前党 رم 5 0) 見る み 敷き に増書 無職業 、男に をば、 から やう 111 6 b 相等 7 から 0 7= オレ

体学设め けても 旦だっ。 階レ 下た なく 扬品 鳴な なんです し立てるこ ま X. ま ومع 電流 . L.\* す よ。 0 電汽 話<sup>b</sup> 學 给儿 0 行れに が くら掛か 1., 4.

男をとは 思なひ たぶれ庭く 11 が続に を締 たら に焼き立てら はもう答う カン 5 市院 L オレ た身體を立た 0 な 学院 S. る書 で た。 下部 たが、 今方火を入 いいいい 階にお ij 1:3 から輸送を 便所 男は生 V) オレ

IJ 直流

> 人やつと寝起きなりない。 階トた 女皇 軒に でならし の真真 を 後から分割 Ĺ 敷との り外にけ 1) ま といい 細壁 覗? れる海壁に (2) 6. 杜に 儿子 手で 作を \* 0 L ₩J. 75 元本ない かい オレ 境影 押宣 44 な る かに 41-L ば (1) 산 って、 11:2 一階同 であ 直ぐに抜け け 1) 今の煎 温き立ち K 独花 7 る。 様う 13 do しなる うて 灰色 れて下女一 廣門 かい 能 屋との二 3 た。 から 座言 -0 階し 贩告 も男

職をしては其の言 ら、つ となし 屋や 薄い隣の壁越 お客を の為た みに來る度々、極つて娘 事を なら 2) してゐる婚古の質父が、折々 に明め し、務共 沙 さ از 7., 11175 の暖かり持を吸り際を 点に置いてある いて 優れれ 収 3 しに絶問 野吉が毎月その 0 然立て ぬけ 7 ねる ij 康を 加なく聞える やら る長火針 啖疹あ の親に住宅が 500 いて 経避け 牲: な心心 小呼をあ 15 肥密を連 る自じ を見ると、 礼 してまで思な たく思ふのは、 分が 何是 支那段 る二十 いる事か 0 Ł 酒を飲 左常 43-力

鈴きの音が りで淋る頃 の香に、横町 男ない いつか又煩症 口( 説に强ひて 1112 ij 込こ んで 興 ٤ 思想

0

独坚

樂を 人に あ 美世 ( 20 DE 0 食 更為 ま な 美ぴい 報等 酬ら 然に 3 シを見み とに 次 ٤ 0) ŋ -0 Ū とす 関続され 廻 7 男をはない L 日にに ば、 重かっ 既喜 ね た ٤ 自己 てニ に餘 分が事を L 階で事 ŋ 社会 を ま あ 意 水 カンは る 處き ら自じ がら自じ がは無い 毎年の 安慰 的名譽 の変 ない 0

薦さ は 思え 節な のむ む 等を ٤ 77 其を と対象 K 密 0 3 0 其之 他さ 205 上之 は 西台 ガミ 0 小二棹と、 K 女 絹箔 7 ٤ に很雑として 6 0) 練る (2) 新党 ŋ \$5 れ な 市省 ま 羽な あ 相索 0 おなまさ 其そ 大き 子口 0 E 召览 な 0 0 0) あ 裏う 0) 熊を 0 て 板岩 L 下於 た 花装 不覧着 時だれた の鏡っ な玩具や を つて 手 de た ŋ 其<sup>を</sup> の 上<sup>え</sup> 300 どう 7 0 ap た 0 て、穴守様のご 細學 親な 稽古本を入れ 力は け る 3 時等 處ところ な 子か 3 3 知し が 0 0 な 壁際に が 八反はったん 更紗 古が 小三 れぬ 0 を 見る儘楽 そだは あ 置炬 帯びて 共言 道 は ý 0 は用箪笥 是 な程方びた 模も 河本共 力。 丁草 に長襦袢を 福行 燈 此方 堅氣 が、 は新 見える 豚 度 る見楽 な 0 階かへ 0 当 天治なり 藻的 掛高が 0 0 40 提売 十二十二 残? べ 窓に 家以 0) 浴がた 箱大いり が 重 のう た 團な 灯克 80 4. 0 L 端信 片門 壁が が古ま など 一棹を 7 た ね添き 向かは 6 桐坊 は決ち 15 7= 5 を 0) 0

1 出ださ 守りので はの数はばるかりますの一次ではいるかの一次ではいる。 自然が 何た大震 て行ったき 徴を 趣な 涵 5 ざま 2, 世 3 る とな 如是彼か 艷を ٤ K 男さ 天 歸か 間点 なる 外亡 くに 時 あ れ 3> 一数な 0 が 末まの 7 にた 升品 b カン ŋ ま -) 0) に続く 0 ねて、 女のをかな に男の良心 於語 桃流 其 出。 は Ziv. 10 身を蔽ひ (Z) る なぞ、女清 絶えず 岸を に 8 0 3 固 古言 空気気 折々、 羽拉 は、常に 衣い優い さうな Ł 40 れ 直 有ら 巣 類 時を 打ラ L 玄 れ 15 樣金 かは、さ 立 0 と同時に 男のこ ¥, 奮闘力 1.1 4. ち 横町 也了 た 7 其一今次 売さく 生活 其等 求かか を る 種片 \$ 相混和 4 弘 心。 仕り男をは 男が 事是 0) 0 生 0) 合态 op 古家び 立たを変 ij た住心地 重赏 82 L 0 階か を 込ん 此る 古家び 離就 3 ٤ 7 6. ぎ た窓 對に رمهد ない。 拾って 75 生態。 方に 致っ に地た を 3 4 3 道家 极力 6 to 傷と L 家公 75 地 L してき 見え 华生 持 女 を 竹鱼 な 概. 持つ 遂3 から 0 得る 00 程手 感じ んと見か 本公 にく 衣い オレ Ł 6 で、 各党目 感じ 氣章 服力 ツは 斯 110 25 る を 銀竹引為座古掛か 胸に - -- = そ 開きの湯 施事 から t る かや 20 な 0) 放けした 频" 對為 全もあ Lil. 2 4. ッに 5 J. J. る 3 IJ 4 まし 0 か -0 特号 留る 生芸 け は ょ 3 る を あ Ł な 0 0) れ 死し 上。子し 6 7

は傳発 否沒 てく 其之 L 6 6. 男をは れ 0 れ ま う 0 で 自じ 3 0 事を そ見じ 分がば た 1 3 あ 我が 斯 Ł ŝ 男 絕 カン 47 身の 8 1) \$16 75 的中 82 から 成的 なら 向等 10 に活ん 4 無也 よりもかは、 15 病を だと 82 息災で ふ為 程時 7 強いそ 奶 後に残さい めらに 将 古 厚人 11 ず 41-5 に持 序类 15 が付っ 先 るら 3 82 オレ

# ---

聞き付きるといれた 使る男を大ない 自じ だ げ を ts 副な振う腹唇 ら 向立 地が動き つて -5-から 卦よ 響を 學家 げ 車 食はず よみに御がら から 75 から 近付 < つて 階か Ţ. れ 0 無事 0 41 7 在言 節に 斯如來等 逝 衣 0 は は が 來る 被方 15:33 且交 1-た。 な 变 サ 0 ñ 此是 那" 前党 炬 1 た。 6 かしたりの下げ 何答 + 環境 版差 力。 れ れ 事? 稼か F. " 節で 15 カン を 主 女 業が |游 を は 75 カン W す 女系 ち 0 4 け から 歌 1) 7 op は 澤汐 -3. 10 力》 **応**多 御二 TS な TS 來 礼 杉 政是 答如 郷だ ゎ は 7 た。 臭さ は 年久など ざと 12 0 7/2 15 腹 暖ない 车 學法 オレ 20 を かい 訓言 7= 0)

0)

子儿

た

奏

節ぎ

方では即転数の

明え紙なす ひ 色まん 出<sup>た</sup>ので

立たたった

質目

0

H

重的人

1

しく

抜け

上京

一節が

カン

なる

素人耳

總じ

て女なな

階で なぞと のこれ 上京 12 者よう 持的 よら 82 越なれ、 5 中夏 第高 0) な 3 味線 休憩 · i. 生 便が 云ひ 0 カン す 0 呼点 所旨 何に 早は引き つ 利の力 な 6 物多 聞き 7 処力は が き 限らず 心感 \$ 0 へ行く 0 亦語自 雑なた て、 < け わ ŋ ろ ŋ 席書 人がある 新人 すり す 茶を L \$ ざ دم の勢はな 待ち合む 7 上之 と騒々 橋出 0 0 6. 力 に 一に並 飲の ま カン W \$ \$ 0 及腰 空気を 藝は へ行く まう 0 ŋ あ 種品 (i 腰に んだ美別 しく ~ 九 引ひき あらう。「藝妓をおき、おき ٤ ば. ٤ 0 蒸暑さ 席書 た から · 3. な 4 加を去って B ま 0 .ک. V 名稱が たは do 7 7 を H 連九 中できる をはり歩か 龙 朓奈 6 き 0

> ズヤ 6

矢やおと < 自也 圖生 舞ぶも 6 73 いみに 0 散な時等 別りの 喉が 原をば、寧ろ 聽き 行 突然自 き 0 てお ま 中なっで 難なん 分范 だ自じ 不審 出で ぢ を入り 神を引 遇ぁ p の友を つ 7 ŋ 7 澾 会 ま 眺察 7 なに ま 난 8 6 N た後、「 から L て L .... 振行は、 緒 杉 茶さ 10

は 自分はたい 付っ 3. あ 2 る。 P カュ 5 な 友ともだち 聞き 妙等 明是 45 に対数には dodo は 5 ま 5 do な かう に自じ づ う癇な 賴語 いなア it I'm が 場まれ ŋ 分龙 i 粮 に開き ノこと舌打ち 0 不の小芝居 瀬を肥い 0 心意 間がいた。 7 持 た を 子Ĺ 0 ま 0 下げ 明常 す W て、 施さ くぎ な る 入えを 弘 4. がら 0

劣を火命

の 水湾 際流 に 立た 子が、満場が、満場が 色される して 0 通きか 7 連れない 3 b れ 開き L 年亡 れ は る よく見えない座を 満場の 沿らて廊下に 7 る v 2 0 7 は た 0 た。立た明え たが 持ら る b 裾を模し 座 た 視線を奪ふ處であ L 0 を立た < 7 が た場場で 樣 と立三味線 かつた舞 種品 j 調 0 け な 15 0 色岩 子儿 女に見ら い連な ようとし たくも の三味線に 0 カン 華語や 今まで 5 りょう た。 現れ の一人 自分達は全 な 其で 前側に it た る に笛、故、太鼓 人 る蟹衣裳の師の大きなったがない。 時等 \$L ば、 ま な 0 又き 0 た、 新 113 4

0

op

5

な

破

0

を

カュ

82 上え雑様ない 弄ぶ番組 0 0) 添えだい ば L 途と 15 0) 切当 腰口 刷言 を れ 物当 を繰りま け な ひっ ろ げ 時 何沒 出演者のともつか 田崎

君意用だ 前去 を 弘 た cop 0 る 小こう 0 鍛かに、 治古 なく 门也 5 分を 20 藝地 る みて を 知し 2. つて 45 Z 何色 ま カン

とっか。 かに、 を ch 今方性見やるんです す ね。 舞ぶと自じ 分がは 心様を を一個なる を 想を差し な。現場

次言 b て、 友達は 其を 名にた 4  $i_{f} \times$ 面影 : 、こえ、畑り 0 まり 12 0 例が現場で い話が 遊 ま 社会かなく て、 せ 内幕話を 育場 場っ なく は。こと 0 す 綺 版に對き 麗い を 開き ち ょ。 出 友等 な 女 す 駄を介望 娘などです は 0 です。」 4. 0 de 笑 5 12 何空

學校に 力 す 50 2 不少 さら ね つておりいかは 腕を た -0 -( かい 寸 す 分がの の女中 初じね は 0 寸法に のかき 7 ま 郭色 B は だ 7 に肩揚を取りたませた う彼か で な天鉄雑 1) 7 越江 人 X. 九 0 河湾 人を存 女を 是 7 な は れ 屋中 y. 强定 + 办 知 15 其たつ 年だに 女中ではま し、別なが ねた のた 波き B 程是 男和 なり を TS d. 0 は 7 主 h 900 30 -0

はらと努め がして、思つたよりも早く増古が歸つて 7 72 る 時、突然格子戶の外に車

攻蹇 とその場合、 た聲と共に梯子段を踏む音が一段々々近い かつたでせら。 に身體を載 や、禁巻を解き捨てながら 此方け る がけに、 入をさせる。女 御光 せかけた 歌澤の文句にある通りな思はせぶ 、幾分か待びち侘びてゐたと云ふ弱 。」と小摩に の支度をするんだよ。」甲走つ 瞬間に起る男の意地が自然 云 は様子が 7 ながら男の肩の上 歩みよつて、早 段を上り終る かいて來 L

i のやらに冷えきつた は覺えず身頭ひして女の手を取つた。 女 での意物 に頻を撫で

一大變な熱ち ts

見かわれ。 つたのよ。 力質の 矢張無理をしたのが悪かつたんだ ない調子で 事事 調ら お所敷 しく 、第とと 20 の敵な な

やら だからさ。 ら叱ら に其の不不を訴 云は しく謝罪ると ない事ツちやない。 よ。私が悪かつ て、 同時に、女は又甘え 「それでも今夜は だ

るんだよ。

をして 0 つて の上身體をわるくし 称はも ち 去 少し頭い 也 ظه ゐる位に、それア用心してゐるんちや有 頗紅を薄く塗つて、 2 \$60 盃; カシ なんぞ受け たと思ふ と、近ぐ内名で رمد ل 呼ら 排つたやうな真似 な カン 0 ではいかり 0 た 0 0 ょ。

方がが まひ。 だから、何も ないぢゃ無な い」よよ。 何かよく暖まるもんでも食べて早く寝た 6. お前き か。い が好る 7 んで不養 から早く着換へておし 生き す と云い cgs.

行って質ったらどうだい て、「九時過ぎたば です。」男の身體に凭り お階者さまを呼ぶの で帯留の金具をはづしながら、 置時計 あ なた。お腹が空 ・・・・・・」と考へて、 かり いたで なら、今の中に早く政に かいつた儘で羽織 せら。 ・割に早いわね。」 もら ち を見ず 1 織い體に V ٤ 風か

下の方から其のはだ残つてるから・・・ 邪を引い 一さら 來た。女は何も彼も忘れ 77 しい。 ただけ 脱的 6 政を -時温に #6 が葱鮪をこしらへ 小約鮪 から、 本 V. 7 此の L ほ 線袢一枚でどうす 0 まつて、 んの をはが 間對 の頓服がま 水 たわ。 ち 昇の うて

> 0 陰がに、 増吉は男が炬燵から取出して着せ掛 あ " 熟ら 早や肌襦袢もない真白な身を 覧ったまるか 焼やけ どす る わっ 15 対ける総衣

思えさせた。 格子戸があいて箱は 屋中 の際え 如學 さん もう

お願意

ので御作ます 二人は唯何と どう K もきざむらし さも嬉れ も御苦勢さま。」と暫くし しさらに微笑んだ。 ٤ いふ事もなしに意 い組板の音がし H12 7 を見合い した。 政美 が 香から は すと の物

4

けた中興行的 會場で、何々研究會 何々俱樂 東洋の文明がどうのかうのとぶふやうな御大 似樂部と云ふ な催しの やうな名のついた或る ٤ َ いふやうな名 0 である。 称

橋袋妓 組織の 層な趣意書のあとに、續いて書き どの間に交って、下方まで、す 見物 通り、三曲 処連中の いづ オレ の合奏、長明、常野津、 Cree 此の踊 機が始まった。 をは、當夜の番組 列ねられた形 カン H 揃え 75

奴だと思ひ がそろ は、私をばそんな人ちや を受けた外の座敷へと逃げるやら から云ふ場合には酒と云ふ魔物が のは誰にしても悪 と上手を打つ。便所へ立つ時に しても花鳥は悪びれず、だって仕方がないわ。」 か からさらな 妙に馴々しく媚を呈し出します。隣席 な 一座の宴席もそろく騒々しくなり 君どうもお安く 呼び出して囁き聞 私は誰でも わるさ、途に度胸を据る 10 また際に乗じて然の ち最初の敬遠主義を 隙を窺って二次會へ をし ま 力》 ぬば TI せら かいか まはらと云ふのでせら。 てく かりの顔付をしまし 若認 ないですなア。」なぞと冷笑 0 客の機 からは、 い藝妓 れると カン 0 ないと思ってゐたの しぢやあ ま しろ先方は瑕 いふ調子。 15 一轉さして、今度 8 たも 罪る深 りません。 ち L 切論つま しけ込み始め 誘惑を助けま っに、花鳥をで に消えでし やほやさ いけ好 すかさず附 0 と見え、丁 い野心家 りかける頃 つまり の生贄 もつ足 11 5 後日 れる 太さい ま ح 0 機等其化 「あ」見る

だもう泣な を含んではんけちを口の端に、弄っ の子とは遠ひます。 か泰然自若たる様子 多程 0) 場は合き いこの いくらも有い かぬば 女の事、お 立管 至於 か つ ŋ 7 花鳥のお君は にべそをかくやうな 65 22 茶屋 6 6 1 30° 0 内機に 逃げ Ţ 表面だけ意恥 なが 脱ぎま る手段だ 出たて 5 れて は は 唯是 ٤

間於 鳥のことをきいて見ました。 る待合に行きまし まに一足先に料理屋を出で、 けて頂戴。 「それちや、 きつとだぜ。」と念を押して、私は云はれ 私には 其の其 あなた、一足お 家の内鏡や女中といるなました。そして花鳥の來るま や女中を相手に内々花 ます。」 唯さ 発っ行ら ある横町の唯あ し つ る て

ま

位於 一覧分よくする で御在ます 賣れる見で から 香港世 話わ 御在ます が た焼\* なく つ 藝は 介はあ 重ったようはち 0

第 「なに、 んだらら です あなた。 商智 資い です de. 00 रेड さま 次し

なんだ

B

あ

んな男の

事なん

えて

相等

應に

お高な

留き

つ

7

ねる

ませう 一さら 0 時 分次 李 から まだ半年位 出。 ねるん に、なるかならずで御 だ 在意

編まったが をが 女中は折を計つて早くも座を でで いつて見せ りまで 品で は 取とり 202 る な つも ŋ 眼 ŋ を 取と カン 別る 玄 6 L 0 す。 衣裳に着換 私には わざ

毒で、私は て・・・・。」と突然友達の事をきる出すのです。 すがに以前の事― 鳥と二人きり強い座 00 向では 件なぞを今更日に 際の表 はもう萬事忘れたやうな顔をし 案外にも、「為田 判長 になつてゐる。」 一殊に友達か 一般に差向ひにな 出すの さんはどうなす 手切金を取 ことなく気 つたが、 7 花法

掛

きら.....

見せ 上摆 10 時をは せる あ 少さ 凄い腕を振つた しは 0 ながら、 そ 方常 れ 面憎くもなつ Ł ታ≥ 5 6 一緒に が は、花鳥は だつ 7: 中になっ わ ŋ たか て私はから云海 あ ね 一寸身體に婚 0 つたんですも ま あ 0 時等 K を作 して は K んと って

切覧金の 是非 を検 す。 て、泣な 費為 L は まり L た。 ちい な T 仕れ方が ねま V 來自 対談をして、 今望 0 たり れた たもん 0 學士さん 、ふ始ま ない 喚い 法學士 不是他 別や から遂にも -C 6 す。 し り、そし の奥様に de V 男 .C. りを投げる 下宿屋 風言 0 が 3 との 私が あ る て 0 地ち 事下宿を引上 どら L \$6 ひ 込<sup>こ</sup> 中に這入つて 方は て下経 轉えげ 君等 込こ んで ع 0 設さ いふ騒 弘 Ž 判所に 散々生血 望が 4 やに ٤ ~ 長 上げて 明ぎで 來で か 工, を な 0

大學を出 私も友達 常等時に にして の断が 部 いて 赴に 君家は そ つたと 片には漏っ 何事 其 後 3 な。 親 7 4 \$6 が 君は何處 中等 4 價家をば唯だ浅草 その 利は次第二 今に あ と強せ 3 ま 知 る )消息を U 0 な 0 ロでは新橋の ま 7 カ> 清 かな んだ御 るま つ おおに再合 行 に堕落してぶ たさら 知し V ij 世 0 0 友達は 本人の友達にさへ、 主 7 0 カン 小三 0 4 0 小戦治の身は 新門屋 発門屋 其黎年私達は 芝居 す。 2 ま 2 でし 間ま つ れさ 私なも 町電 b 8 た 0 でもおだに 過とばっ なく た。 0 山 元に de 19:3 遊婆び B 細され 口管 地步 主 話性 だり カン

て仕舞つ 演生まする 内な 何な L で、 が、 を、 0 示と して 間ま 杉 た。 其れなり 君が三 0 op 費為 た寫真 記者 3 ろくに話して 蠣殻町邊の小待合 中夏 たと云つて、大いに情気返 i. 一度日の やう から 私た 資法 0 な約束まっ 町ち 男はお 4, 見ればは 變身 資生ます 0 優ら 問言 物学 お君が突 間ま へは行かず 0 カン だとぶつ 川違ひも o して置き Z 12 出設する れ 大然行 4. な 7 く天鉄解 10 0 力 た 0 5 0 自 L T を 0 力》 りをとこ 女の事 をんな 受ら ま る 0 废之 案元 力。 る < L 7 屋や b ŧ 0 L た

な 會記 てしまひ、 を つた ح ٨ 席書 新人 K お 君を見たっ 滿三年 聞えま 私をは 0 で偶然 者は運よく足を は 他た 0 然にも今度は、 月日が 0 6 新聞社へ轉々して、 ち 阿は慶 沈つて ま す。 目め 朝鮮へ行つ 演はいちゃち 15 数好姿と ある宴 のはなし

魁え る し なんて、 さんと 世 る花千代だの 然か か引込新造の でし L 讀よ お 君は た。 ませる 君家 觀 如些 ま 龍だの さんぶつた名前をつ cg, 0 い便利な新橋の たまま 7 う L 11 に聞える名前を付 時には、 花鳥 かしくだの と書か 藝妓 0 て ٤ 其そ 何您 5 15 ては に小い it ٤ は れ を指導 なく罪 よくあ 7 分鍛が **おま みま** 

見みお お合き君家 の花鳥 鳥さん 内尔 心ぎよつとしたら は ひ が け なく 舊知 L カコ つたが 私と 資語

這人つた

0 北

ですが、

と政

日机を並べ

7

る

た。

5 ま

年はば

カン

IJ 六

た 品

0

て私は

は

新聞社

どこだと思

ます。

公園

云つて默っ 呼ば 知<sup>レ</sup>の ら 守 無り する 渡って 矢や先き E, 思蒙 弘智め 数 書だ め 子す る 2 と、柔順 0 も其の 見<sup>み</sup>て 守雪 る かなく とも と、云はずとも、最う二十を二ツ三ツは N 1= る は 1 るやらな売 カシ 如定 な恐ろし れてゐる養妙 舎がな を 事を 82 B な れ な ~ 步 くちばる い話で 粉で g. あ ふつて、 形だれ ま L 天鉄羅屋の V 世間見ずの 乃至は富士見町 変け たん りま 6. け 世 っても居られ ٤ 兎とに 私 が、 2 た を な よせん、 一經歴を 0 思ふさま張り出し でし 7 ですと いお召縮經統珍 4. \$0 5 0 0 再成び十二 容の 角新橋といふ本場 境温を 気色 カン け 0 0 た。 E る とれ、 身みと 素人娘、 これ 素破抜かれた 如さんから 云は を だけ 3 一六七の若 を看板 通言 初めて かり が造谷 實際お して込げ 、神樂 82 ŋ がかがき ば ぬけ of. 類が から、今日初 か 週つ 图盖 を り、若な た庇災に 銘がは 少なか つ 丸帶と つた -君家 11:30 4. L あ 來さた Ho た -0 あり 生 上さり地 公園 7 一時から数 なら どう 屋中 る 1. 3 如是 やらに、 4. まし るら ŋ わ B Sp け 演はあるう と、統 日的 なら 見って , カシ たし 越し のとは ない 好~ [1] 7 た。 L 願 而法 題点 F. ば रें d. ŧ, 4

す

す

白じ

分が

0

馬鹿で

つ

た

事

が

我和

0 1) 6 飛び立た 7) ものよい はなり ٤ H N づ から れ 1t 3 新屋に鳥渡物を だの カ> つ 校片 顷 なり す たんで なぞと 主 助学 TI 下疟 其心 0 れ 今月 5 深川<sup>()</sup> 何完 な から いた 子い 困るば いな。 よく 後は折々間接に ピ す 宇 また或る れだけ鼻毛 何時で 圓隐 0) な念を 爲めに流されてしまふの もら で、 私常 F 力 一と云 12 のの験を耳に カン はし に未練を残して 如是 と泣聲でいて見る事 賴防 ŋ 5. 雨太 0 とも さんに って先づ人に贈を潰 あなた、後 む ぢ 見》 つかつた事を ٤ \$ 一合語 此ら まふ 15 ま 切前 L 積分 讃さ た好命 なく れ を 八した大切 れず しんでし ば つ お は 足元 隨去 頼ち 盆光 な 0 ま け れ す院へと事 色々な處 生 心人 分艺 7 たと見え ね た 日<sup>ひ</sup> る が よ。 だから か知し カン から た。 な指導 ら鳥 n 企為 馬ば は が が 耳" な オレ K

も極めて下等なが、「りを聞い 所能 だけに の貫用をつけて見 が あ カン は からも笑止 私を 云ふ處から、 7 得さ あ くべき 初出 却か 0 下等な部類 つて虚勢を示さらとでも の既にも カン K てけ は と爪 いて見れ 感じられてなら と爪弾きさ 西洋ラジ 大方古の それを知つて んせよう に属す *y* ( と支那人を専門にする ば ロの事性を知り 同じ新橋の ひみ力めて る de た ts るる朋輩 0) p るのださら ださら 0 の女の b 0 6 見角薬 ぬ たの 25 す から で。 たの 0 中家 で 花法 は L ٤ 0 3 난 鳥る す 东 ば

寧れるというで聞らずい 業柄或日 時でま 問之是 ŋ ŋ げ が 験記 然か す ま 3 7 主 7 L 1) は、花鳥は早く そんな事は花鳥 剛士 カラ f l ま 0) かなきぎの行きま 私も去年 ふも 地へ 出 てゐまし 新聞記 心。 手段を、 して のです。私は新 の身に積る借金に 知し た花陰 向かっ つて は 選ばず成功して から 共产 3 って れ 私也 つまら も立派な自前 0 る 更に意 本是立 から 0) を呼び 呼点 が東京の動物になった。 ま ちに Ł 開汽 意地地 係は ٤ 三年数 中 L 6 it 敷外 を張さ る B つたんで ら 色は 外 A. た方が 0 小心職 れて 0 に私 廊かか ŋ は 36 なく す 力 何心 あ

私を割めて三階の、ないない。 なんです 第に自じ でもなな しから 精に を誘 んです のフ 3 ょ。 0 ア す た 」と暗に 小事を存込 ノさん見た。 もう 力》 へでも 分がの 方言 らい かっ 其心 ら、津間 花鳥ち でろくく 0 カン 知 く大阪の方は 事を吹聽っ 込ま どう びにいら 現在の小飯治は 世帯臭くなったら れ 方がお気楽で 色方は兎角身が持てませんね。 やら ま 階の食堂へ行 也 ツてぶふん ep 鍛 んけ つもり ようと な名が ね な 治す お参詣に行く んで は ま th C. た後で れど家にけ L た御 玄 せ ます。 告ない で、 人はない よ、 (新) 御信 花はある 一の岩線 暇る E 1 名な やがて次の まだ御お 頃には 前共 では 6. ない位な 妓と共 1-ま n 0 B もら に海 さら 加登 C 際計 が す 男をと ŧ 16

長年新 す。 誘き 大た 聞力 れる 85 もら と通 な 15 此上 b 心之中 が せ 康然 ij ねる位な碌で J ッの或時で れの念が失 のを、私っ 7 7 1 鬼にな 0 角か

生木を裂くん ふり、今時分葛田が東京 にですか 内窓でせめてお顔なりと見 6 ゐたらどうする。 一

分らない、到底太刀打ちは 「よして下さいよ。人間が悪いぢやありません 馬鹿にするがいる、どこまで沙 いん んだか 認的が

今度はつんとして横向きに巻煙草を吸ひ始える

80

席書して に乗じて思ひ立つた事なの の方もさり気なく、一 もとく 花鳥。こと改めて呼びかけますと、花鳥 何となしに媚を呈された迷ひ似から酔だない。偶然會つた妻もの呼んだのぢゃない。偶然會つた妻もの呼んだのぢゃない。偶然會 私は は女の舊思を語る爲めに 般のお客に對 暫時沈默の後、 する数は にわざわ 0

しい笑顔を此方へ振向けます。 今夜から改めて 一会までの事は一切云はない事にしてい お知己にならうぢやな おがに

を窺ってゐると、先方も矢張り馴 私は再び切込んで見ようとそ 雜談に時間を空費さし が又ししい きり たも 0 0 他常 ので、 ば ツきま から かり

段だには 逃げようと云ふ計略らしい。そんな常金の手 鯰の挨拶の中につまり此處の家は馴染でないかない。 まき マではない。花鳥も大に窮したと見えて、瓢箪 に如じ から < 5 つまつて十二 C を座り れとの事、 は河内屋とか若松屋とかもつと格式の上な處 ある事をそれとなく、仄せまし 迎ひの 他のお茶屋からもつと早く街の口に掛けて さんが喧ましいんですから 此方だつてまんまと載せら 掛つて來るのを持つ 車の そして自分の馴染のお茶屋といふ 時の時間の來るのを待ち かなるのを機會に、家では か、然らず なぞと、體よく れるやらなへ らそして家 ば切端 ほんと

車をこ づくに 外者から見たら放蕩者のなす處ほど馬鹿々々ない。 そのいまか 別の家へ引張つて行きすした。 鳥枝がの上な 別の家へ 引張つて行きすした。 鳥に ん。夜はいつか十一時を過ぎたのにも係らず、 しいものは有りますまい。 からなったらもう乗りかくつた船 吩咐けて私は無理 X. 無理を通さなけ れば承知が出 やりに花鳥をば ~ 四來ませ 意い地 所謂

した。私は一 を拵へるやうに たも 其の夜の出來心は飛んでも 5 放為者 0 の意地からて なけ 箇月ならずして ば です。最初は妙に手強 の田来にく です。それが矢服放蕩 忽ち方々へ不義理 ない 損害の原因で い馬鹿々々

ない

はなく

つてよい

見せて置 を信ぎ となる けて、 東をつけといて」と强請る、家がつら ん。 上るやうな風 重なるに從ひ、自然と情の濃かになる汐時を計能をした。した。した。 はっぱい へて遠田を促す。かくて知らず~一逢ふ事の度 だとは云はれぬやうな、巧な辯舌と表情とでい つて、一寸其の場合男の口からは見得にでも脈 つまり金銭物品を要求するのです。 で、一度逐へばすぐ其の次の L 一日だつて男を安穏にはさして置きま たと いて、其の舉句、一度男の自山に 同じ筆法で花鳥は急に向から遊 を見せ、電話や手紙に呼出 何に いからと訴 はお約 11:5 しを

まづこんな願物です。 だからと飛ん 造党 置き 1.1 て、外のお客様には云へやし でも藝妓の口から、 J. つたお金なら 以前の身分をも お笑ひ草まで、一寸その一例をいひませらか の後、「これ なんでせら。全くきまり ないわ。だけ どはる事 でも カ が、せめて一本とか半分とか纏ま 知られて こんな事は カン 事を思にきせるやうな前 ねえ。あなた。何ば お類 る特別な深い間柄 が悪く みして見るお客様 が其の 11 お湯屋だ つて が悪くつ 日のお

の名を並ぶ 重役社長様 から 彩 るますと、先方はます~~ を聞き に侍す 私は成程々 、所謂茶橋 までにするに ね・・・・。」と 7 カン 云い 0 土生 川入する斑族様 け 地ち 大語き う 4 0 れ 名前を親 な地は 70 其そ 0 なお茶屋 れ 0 名は 何人 唯ただ 位か から 家記 それ もう恐入つて 流 なる ٤ は とき お調子づ やらな 欠仲の出 生さん 気に饒舌り アほんとに や大臣方や諸 0 な 玄 0 ま 0 7 つてゐる 駆官富 出で 屋や 0 八す 待 るほ

れ

出い。

6 を 草が恐し 持つて吳れ ね 花柳俱 度さ 私が新聞記者で に とば 入い カン 樂部で でをそ りに のです ŋ れ 云ふの 6 ろ 水きま だけ 御在ます 事の まり あ 後がら J な記さ 0 ならまだしもよ なく 孙 る事を利用して、何とか す。 私なら比較的タ け ならず、其の 礼 新聞だ それも も毎日 寫真だの お いて提灯 のやうに、 家の地で 仕し V: 江舞の云 で御信 チ 小ご鍛か す B 0

が

は間拍子さっ 人との 挨談 芝ル居 くつて 大方抱娘がお茶でも るか めて た。 ようとでも 私なは から、 返事を 7 れ でて な 古安會など 見って 6 3 op 0 る 0 5 柔順 新聞 弾け 7 みならず そ 0 た が 胸の 間はに ち ょ L L 0 原纸 れ 記さ で、一年二年とたつ なり は ts Ì 云 L カコ だい、 者だ 今では敵を合は ムな技品 ね 覺だった L L で出會つ 小二 いのを 奇色 75 た حهد 〈遊び 7 れ なんぞ稽古し 此方から 可怪 千萬 には流石の カコ 0 5 ゐますと、小 カ 坂特 つた 6 15 つても のない下心なん ば V. の家へはい は新聞社 す。 中年から なりまし いて 15 ょ 0 な ~ 以前は三味 例北 7 事を る の調子 上海 -j-L 6 たの る 心の近邊の世 中次第二 行きま げるわ ッツし 鍛か た。 ても、もう B の時私に I, 避け 閉口を 36 か、今夜は 私は小鍛冶 ひま -(" 6 P 報 龙色 話法 に呼ば せんで して 也 ここれ す。 3 ん様町や ふきたく やら 知山 よ。 申養 もろく ょ L J. 6 ば 何怎 すと カン 15 若宏 け 世 は 3

E

to

0

ださらですよ。

数は友も の人物性格が は かく語 ij を明治 終って そして最後に 8 更にそ 0 0

> ふ女なので 人が出來ると思ひ とを満足さ 色男と 女な で 度も 73 唯だ年増ざ なんで 恐ろしい女ですよ。 ٤ もこれ 現代の社會 代主義 -(" 5. C 節さ す。 せて を を付っ から せら。 やら たと云ふ 0 け 男に 喜 権え きさ な 加台 财 戀といふ心 B 14 ŋ 15 活動 0 3. す 激は れ す 弘 和 L たなんて云ふ な ね。 のは t 江京 ば 聞書 肉然と の要求を感じ やらで 20 0 藝 . C. 利益 を どん 毛 7 ×. 心とな 12 Ť5

別分 ら、たい 友達はさもな とも思はずに 强とめて 脂切り かをも感ぜが 語った Z. ぐつたと云は つた。 聞き 自じ 10 20 ば は最か た カン 0 H) 0 其子

歌澤芝葉男と つて 勇吉は今年 る 名の勇 いふ名前さへ 0 、貰つたが、 -C. 歌澤節 的门 カン

カン 」と小鍛 0 家の格子戸 0 た \$6 で を す あ 小こよ け T 見る た

階が

他の二間が処 込品 0 私花 見なか な 時間を 3 V + 8 力。 何符 K 思な 私なの 居間ま 8 40 は B 態を 0 れ とら 來た 物を書 で る すっ + ŋ 0 小三 ま 60 级加 す 氣 7 0 治ち 72 が 女に を 0 た 11 八型に三 から 窓際 つく 45 た 此是 取访

まア 汚な ところ よく入らしつて 下たさ 5 まし

3

た

0)

6

す

自じ

動等

車片 .3.

子に帝國別場

考が

から

0

HP

る

古

0 弘 括

\$

なく

ŋ

全さった

時代だ

0)

要求

に適い

た

数

0)

3 7

7 手で る 智慧 ま そ す を が 0 初地 L 85 V 假ななだ た 6 ٠ ، 2 世 0 5 机での 0 0 \_ ' よ。 7 上之 馬ば 古今集 庭办 を 片かた 付 は 0 0 it 序文を習 き TS ま かい 世 W

5 0 西洋風 私なは p は 漆 0 れ の金屏風、 返事 な B 塗に 經机 好多 0 三面 凡其 な く<u>.</u> 時 0 網を 紫檀の 木 6 6 手智は さ 中 0 3 50 其湯場 なる大 6 置 第篇 易 を カン L た 然らず 唐智木 3 に 以外外 ようと do 私の目 迎商 6 化粧 L 1 經机 が一点が 為 6 ま 15 3. 83 當等に 0 3 1= ٤ れ 何党 0 6 成智 力 た 2

ح

私

办:

L

75

0

烟

٤

11

3

たで

日記

4.

3.

から

かっ

つ

7

來 屋牛

0

圣

機し

何日

小三

が鍛冶 何時に

度其時どこ

03

ŧ6 4

茶ち

カン

ら電話で

明节

日

0)

خ

7

不。屋や此った調音とのいれ から 変がいた 生々 でも 正机付 上品 屋や L 云ひ 0 色を き た が 4. をば op ま 5 た 7 7 新遊 新 運ぎん ま 何意 族 -7 い家か 3 0 來き 花嫁 也 た 云か 式と ts W カン 思黎 5 0 ほ \$6 オレ 部 オレ

正なれる して、己れ 利り用き 時じ代だ 不5 た老祭 泳さも 循門 衛門 當って 上智 け ŋ て 0 2 遇 っ **ふ**る 節を位る た 20 で 開発 す を あ なく カン し 金数 L る な家業 6 K 速成的 が 遊 ひぶく 0 街は 0 40 0 が 0 Þ 3 de ŋ 0 から 出世 7 りたいと云ふか 官於 は 0 肩書を < が 來すて 0 を在野 さて下紀 流行 錢花 其そ 道 的手 功績を 東なら 11 7 早くも に成等 を 0 0 Œ 鰻菜 ち 振り 権門と 內容等 了つた實業家 義を 0 得よ が ٤ 面は 論客と 9 其の 0 上京 陰に ば目が ち 0 銅像 7 ま 1) 41 で食業員 妙な 5 0 に陽さ た 人々の た人達がた 下門 如戏 45 6. 6 け ٤ 事员 形紫 て博愛 E 大により つも 雖公 す の町人風情 だと ならら L うる。 15 E の職業の 稱場な L 6 の椅子 也 表記 0 75 な 75 7 新聞記 恋に 運え動き 思想 ŋ 持的 面 多たなな 要多 善を種類 غ 75 Z フ ば 0 11 す 株相場 سهد 玄 欲望 其そ 傾於 現意 7 階級ない n 光を なすよ 0 る 向雪 ۵. 0 は ٤ 官海 p K 支を 占め ク 15 を 11 る 3. 75 れ に從記 丁女を 取と 籠る 己がれ 其子 J 此三 れ る 得起 和き ば 儲蓄 촹 0 B 取 K

物質というない。 ぎ 痩せ って気の す。 合が ts 大公 d, 40 此人造 鼻祭 祭 何第 とか 物ぎ何先 屋や 弱さ |蜀季 遊會力 败量 無也 的き彼か 辦行 はか 10 0 から 0 保は 社や 不少 何空 騒ぎ ノよ。 な 會智 き 本も 人をき 腹は II: E 白は木に 2人達 祕小 俱 を カン 肥彩 樂部 衙" 趣味み 會費 破け だの 人为 造り を 3 取实 なる 私 相和 行常 77-3 を

小さの様な 現坑 洗りる b は 茶器を 私なは ま 呼上 却かつ 削め 30 Ci 成也 日も IJ を 0) p 7 廣大學 経け 1/2 to ま 功言 10 外您 5 ねる 御二 下着 7 振 K 现代 玄 ŋ か 下げ ts. L 興 から Ľ 女を 水 お 7 他た 的言 ま 屋中 味 20 茶を 通点 知 色 P.F.L 世 放き 主 を 調 社場 ŋ 3 覺え、 0 U 0 を 容 帮 手で 間差 がた 玄 U 薦さ を 般認 鍛物 7 12 の呼流 カン 治ち 3 H F 3 は る \$0 0) 7 今日 気づか 仔儿 小 かい 間生 細さ 1 急速 九公 15

0

使ない

やつた女中と

一緒に連立つて

近党所是

0

化上

出さ

屋から二品三品

理》

から

る 45

格なるななが、

H

0

上きなし 相きへ 紡きが て笑ひ 境热 毎ぎ から國芳風の刺青を際見の提煙草入を腰低くぶら から を過程 で 闘をか れ 0 < K 麗な 禿げ 仲間 3 あ 赈富 招きな 15 る。 來る 0) 回泊 京風 而是 ひ の御み るの 香談には小説や 0 逸話、 2 なぞ、 次第に額馴り び 4 ŋ り場言 , 度餐饭 好る 0 0) た 111-2 なが B を 阮長·兵 下。 待ち合 74 H 老人造 遂るに を あ の眼鏡の野野 は 神美 時には 5 た。 オレ いふ 古くぶら下げ ば 千代香の 終日 の体茶屋に 煙花 を 或变 p わざ 草。 染に の花車 大震れ 日公 没ろ 10 0 かう 及りが きく 似仁 満か 講響と れ 飽あ 古原 をば タ方多 筋サ 4 は無いつもか な 40 鹊 神らで き 平人形 鐘 げ、 から進んで なが 親や 一と質問 0 違為 ず 妻 す 落ち合 0 た勇吉 方の 御門 P 手はなく 同意 に 想玩 年2 己を な背の 堀り 偲ら ,感心な方 らっ 坂さ 丁拭浴な Ľ 方は ば 0 0 0 7 0 本博多 拔衣紋 やら 本博多の れる皮 道 は折々府恭 人ど 棋 移き B 0 御維新前 の二人は 其を から話 を 遊ら は 7. れ を談じ 問がかれてい こさす にはどの質がと質 75 る 身が 盾岛 安装 宅 が 如ご 3 13

御一御二

くまなか 古書に った藝妓 物為 な 76 一新覧 から 馴な は 萬事氣 ら れ は た態度を に ٤ B 文表は I,il 5 そ 心方 L だ 0 ておけ け 示站 近款 初上で活動で す 後を 0 もと J. 失えっち ち 気がに 年も 0)10 あ 用き 2 は 清彩 意 ぬまと 弘 所是 柳湾 に心ない に程度 めて 0 0 岩。 名を 手場 0 4 見から ζ ょ

る。 作にます 信き 悦らに に入って 杯熱 姿質 カン は E 4 で茶の間で茶の間 親 12 0) 類 を を取造り 145 間ま でニ で剪吉を見返 0 す 三品味 一段関 る 級艺 く方き を 旦だな 取と ŋ ŋ -\$ 1115 寄よ 大統定で tz 4.1 5 È んで 獨是 l)

勇吉は がは急に 思蒙 唯作 だ笑き C 出程 2 0 L E た 其名 do 5 0 1= 場ば を 紛を 7 25 る 旦楚

那な

にや 一今夜見た 中夏ほ んだの つて見る は大し んとに 36 慰ななったでき 2 Po ませら 7 5 5 な 前江 \$6 6 時芸 姿势 カン < な 15 た 红 6 B de 始し な P 5 終微 36 玉笙 な んで 笑為 初 が 遊ぎび 43-3 E な 10 から カン 來《 ら、呼ば ら、つ れ \$6 酌がばい 暑さ

> 有法を 日を開<sup>き</sup> 線艺 あ なぞ変 る。 0 け やら -這は 0 7 入い 行の書間 0 7 「當時講武 來さた。 0) 安芸を 小二 所と EE 6 賣き出た U 出 15 0 來さて L 変がない と はこと 殆是

林に家に対は 「すると 「お敷し 湯に 寺 す なさ 行 たなったね。 0 やら 40 ريدا だ 75 0 極く た 76 多は だ わ 親是 L 皮なな 节 体等 0 1111 調う 風力 败量 を薦さ カン で、 B 歸於 0 85 真り 为 7 題え

那な な。 こ、てよ。」 V 7 わ ¥6 ね。 し振だわ 私分日 遠慮な ね L な 15 N お 國婦は ぞは 後空 を E んとに 段於何 力。 2 は な 死し から 82 かと 頂意 載だ 旦だ 思想 暑き 來き

たつ 夏雪 向望 知し 0) です Ci れ 0 力》 なら半段に 7 III.

かも

社

ま

せんよ。

が 明<sup>5</sup> 今夜は 此品 女. け 源氏 る 年寄だと思っ 十二 B 知し 段先 机 な す 4 0 ょ。 7 人是 17 を 浚言 馬ば 庭か 15 4 L cyc が

悟だ わ 7 事品 神之 よ。 妙 旦然年 ٤ 思想 0 カン ま どう もう共そ 手で 柔語 量が

विष्टुं 0 小 玉星 段だば 7 妾さ ŋ op ٤ 0 が 連彈 7 又美 元 で隠居 時書を が自

は だ か 時達 1" 6 5 思蒙 先死 る -> は 7 る 82 30 經言 江京 2 だ 引答 る 0) \$ 代在 離接ほ 歌き す IJ 澤道 い歌澤節は は 上物 歌る 澤言 8 で 來言 300 礼 は男吉 通っ ti TI 夜や 6. 6. 0 深家 を 生 岩も 闘る 涯が 7 係分か賞 死し 山

食が 目号 で 年もと L 一つえども 勇智 东 歌えば 如是 其子 0 八に行内 の銀行 た 境等 轉元 何您 果て 學校常 或專 0) \$0 た 稽古 變徵 で 門是 15 0) 處きるが 日台暫言 しま 場よ は 0 はそれ相等 を 學校 ば 求是 学 な 校な カン 講か 0) ŋ め を 間勢 filli 卒る 0) 0 L 11 を 賣う 浪气 0 至岩 do 1 質和 0 變分 れ が 1 7 して 7 化的 7 社にが 思想 る 地を妻ぎ は が 返 F た が解え 質じっ 位ね 其儘二 あ H た後 0 B 出。 或智保证 12 進さ --た I 來すて F. 年記け む れて 除り将室 塗? ま E れ

勇吉書 だ 7 L は を そ TS 稽古 元 0 りますが 身み 銀行 常時時 0 Ł な 対分は土土 何党 ij 書とない 7 長熟 0) 部れ カン 其产 则是 口名 初世 時 L 0 1 な 15 4 8 時 T 思想 ŋ あ 自也 7 話法 分产 歌澤 何言 1) 分流 本党 同意 力浪に 拉加 カン L カン を 6. 0 op 6 擇為 た L た 5 問几 時じの · [3] 兩智 匠ち だ B かだ な 親比 忘存 を (1) 0) 丁恵を \$ P. 稽古 6. の家 れさ 心となる 事是 取と 6 C 0 李 浪 を

あ

ŋ

8

8

3

75 - は 力

儘き取上時を西 なれに洋言 處さ 時にも 0 あ な き 3 遊婆 0) L Z. 浪 獨をぶ かい 境 る る ٤ HT0 -: れ な る は 低人に 辽沙 保证新公 玄 is ٤ 0 身为 È W 事だ 遇 える 刊 れ 時 6. 8. 41 L 南 IJ B 険な 雨雪 11 代信 時や 文自 ٤ 2 i I'm 便 あ な 男とら 會 會か 親始始 ただろ 利可 鞠か 5 6 0 0 0 3 分方 懐か 面は思い 社 だ 祖岩 た 6 る ~ カン の月給よ 世上 に就 岩があ 位翁 居る か 0 8 L かだけ 離紅 4. 0) らい れ W > 礼 女祭 45 Ch な 4. 月記り 中なか 强品 मेग्ड्रे た。 職長 B 10 返か 0 迫る 見言 一覧には 學於 み 10 ょ --0 自分が 生に 何在 C di. 4 类面积 は事を カン 40 T 多<sup>产</sup> 時 何艺 B 備な は L 種語 二定版 處 足た少さ 代点 Syt= 香港 翻 た 古書 は 4 あ る 年七 身み 額が L は かない 譯為 0) カン つ 時幸 つ空点 氣き 企数 分常 op 家艺 頃言 な 0 -0 な 取さ ょ 原党 勝坑 樂兒 を F. 頼ら 0) も あ 0 IJ 氣意 た な ち あ オレ \$ is 稿等 寸 る はが気を 全きた 7 受かく 干党 料され 0 of. 15 け ريهد L -[--生 遊車 < で 0 \$ 沙兰 た -}-3 4. -[: から 义东

う

7

1

程今日 車もの 事をの 時じ世よ 東きが なぞ 分艺 京なは 0 0) N あ 如こ は 別の 徐公 0 ŋ 氣 既を圖う < مر د ک 面党 た 去 な 15 る 2 \* 電ん 亦今日 鐵三進と Ŀ 0) 信之 北は 2 0 -C: 電があっ 電気電気 は 示比 10 描象た 此也 you 煤ば す 7 赤島田だ市へ \* 炒完 る れ 155 ٤ た ば 饮办 0) から 正是 ま オレ 恐ま た IF. だ 鐵き共き 怖る ま F だだた 道等のい馬は頃るか す 共き

> 通差格然 すに に 早度船翁 な of. 川麓 たな た な道徳 居るに 近意 IJ 力。 過す t= 市しつ 111-15 が たは 侧蓝 長都 他た 民党 た き を 上等 後い な 0 自じ市し蛇花 IJ 行 娱= 菊き 1/jL カン y. 0 かい 樂をは 中意 な た 問為 動言 園が ざ 如言 た 11 0 る 6. 題信 車片 る き 部 詩じ 期情 怪 0 لح 坎京 0) 情ち 驰达割势 0 11 火火 か 力是 カン 15 0) な E 17 朝後ら 0 自し 哲心が を ナ 迎音 泉る らず たる 意言 然 現ち さは 青い ٤ W 457 82 継ど (7) \$ 模な中で 人门 ti 往宫 猪穿 消疫 谷 定差 12. 3 桃 4-3 項る 家 ば 05 2 は E 心だけ 功的 た。 カン 4 喰品を経し返れ ふやう 学習 れて た Ŋ 関が C. 12 办 11:30 あり

真然か 方言 中なた。 日ひ 人り 1J 0) 中奈 など どの \$ 明がいる。 総設 降本 並言 ٤ を 小說本 勇吉 送さ を 銀い る N 聞き 日中 意 0 6 0 は 社会 殊記 書過 湯ゆ 7 き 15 70 は るとは、 島金 を手で る ts 6 20 は 0 氣意 自株 体状态 事が 事が 0 0 る き 15 待 れ 連办 な 住意 た。 ٤ 10 0 15 合意 た 中的 從記 \$ 0 斯か 干的 Syt: かい ŋ T ts 代出 つ なか然の 5 町ち おおり 制度か 20 ま 香か 7 凉 HIM 6. た だ 11 形ふ 3 0 處式 明智 3 隱災 15 親智 處方 折行 1= 0 な 國於行 カコ 広ま 際に活 万岩 から から 10 定意 11 6 分 11 忠奏 た 境点。 浪泉大学 樂と生智 2 0) 物の背 ŋ 经出 し カン 大意かい 氣 人注答 0) 义产 文語 茶上方 度 な 0 4. 満程 分 産婦よれ 頭差老 楽なな 夏な 111:1 人 T TI カミ 月記 B 0 -0 70 0)

志保原 治療を と云 らず 夜よ 問と 7 を彼方に遠くも 15 7 め ap ば 0 れ 2 戸と ぬ二人 ろ B do らに 都合於 此る を する け 반 気きない 田克郎 0 い向島 叩左 却かっつ de 何东 儘ま 5 82 向 車 啼奮 0 B が 勞 斯から 15 < 南 L 0 0 6 の水神あ カン は きる蟲の 見少 松源 後令 先为 一 公 公 后 。 多性 さら 6 电 82 人员 元付け 道路 ぬ遊 起神 場末の ふ器合 を 古 0 ま ts. を 體に 7 ٤ ٤ -( る よく粋をさ 忍し 音と、 相談 根な津が を を味った。 を j ま な 0 は ŋ 2 打 騒ぎ 3 忘 で お 10 つ で、晴は 安かか 朔け た な 0 礼 れ 0 ٤ 龙 太郎 入分 微い 紫レ 間数 ŋ は ま 6 考於 隠居 明常 置さ して れ き Z. ま 礼 B 3 稻荷 なら 7 何您 L 8 館かか 82 カン 7 夕かなから た 根和 ても覺 女是 嬉れ 逢あ ٤ 7 れ L V 改意 向家 末 て吳く こなく ふ事を ず、 は 0 カン 森的 01 め 3 れ 0 0

咽の

B

75

Ξ

た。 0 世世古書其名 小ご話かは 0 乘平年 玉笙 3 ね 信》 慕〈 0 7 間を用き れ て、 0 B あ 就 は 次至 る 職 某銀行 0 口多 年台 を 0 春 た 0 も 8 N 梅記 #3 3 0 事を 置和 散ち さんに 4 3 K た 顷 75 人な

> 候からかの 見な。 勇言 るな どら た。 な心特に 喉で 待合 はま る れ よく 75 6 つるい 5 事是 < は な れ とり覧に、 何免 知し 凄然と 淺雪 何怎 る は る 代が香か くち 云山 B 0 10 となく 0 艶だい き なる 氣意 ふ節廻 出海 -6 2 は れ 四京の が ぎり け、 ず あ 7 B 世世 散步 人是 2 様な 0 呼上 6 なく 0 0 る 0 自じ を 5 0 分な N 7 0 た 情 かっ 一分と小 js 情の あ から 歌之 集き 末刻 F 75 で 後雪 趣を傳 つった。 祝出 勇言 ま 唯た 7 8 4. 0 0 ひに 身马 隠居と 宴を 7 た端は だ 2 7 事を き 遊ぎば 玉笙 とげ 譯 る Ł 0 が 其るな ٤ 2 明記 て、 胸寂 B L 開於 0 から ま ょ。 15 0 0 孙 6 4. 同多 行末 op 隠居 2 は 3 何色 其そ あ を 5 云心 散ち 悲爱 \$ る カン 0 明神 人とち 15 は果然 が、 ふまないない 夜上 3. がさ る み L 思想 嬉記 論え ぢ ば 易 6 葉を V. 隠居 は 0 20 L しく ح 社内 カン 5 2 IJ 0 ぎ た オレ

あ

其をは

0 は

妾がな げ ٤ 0 V 實際男吉 果なななな は る 0 6 6. 云いの ょ Z 2 あ で 深 15 は カコ があらる 0 6 82 小三 0 12 力 玉至 K ح 迫t は 2 0 たな 8 力 長 雕 0 夏なっ ケ 3. オレ 月、小 見み ば る から 口( 捨す 何怎 ば 事を 説と 7 各 玉笙 厚面あるかま 方がが 0 き F 年なき る 0 多智 間勢 3 0 步 奥なる。 け、 柄品 同意 8 7 から 上南 嬉れい L う。

人り 水き

0

B

す

3

位於

75 カン

別を

な 人り

40

限等

J) 樂地

は、二葉

0

は

理》必如

簡単

0

ず

仕L

舞

あ

何方

故世

と小

玉章 げ

とが

思想

U 縱

台南

L

處で

C

3

れ

3

な

る。

勇忠

古書

F.

オレ

ほ

L"

オレ

35

町なっ

隠居

0 カン

を は

人い

同是

程學

TI

身分

なけ

ば

待

吉養弱品なが、 は、行きなどを 気き哀音を此 男初 頭が六間を十 情ち を 里是 < B を K 物系 て見ず はは気 して 其樣 つ行 い裏は 衝突 りき 立た تنجد が 此三 を父に 华统 0 ば な 點で 自じ 見る 0 れ れ る 0 10 カン 3 赤に 自由勝手 なける 7 ま ٤ よら なる 相談 を ささら ŋ 7 自じ 好す 知 6 0 買加 な 家を な 分がに までたる ts. \$ 玄 .3. 力》 65 す 0 -いつて た女と 废 亦古 のせ を る あ 出 出電 事を 生 思想 を持 却つって 位 L る。 事 7 とても 7 思っつ 手で 6 ٤ な 0 譯 鍋でで ま 書く 立た 都? が 5 身とし 富 " 0 0 つそ 2634 ひ、浮世 深刻 心上 合が 其を 答はも 見みた y, 0 堅如 見引 編柄 氣 から れ げ 顽固 3 3 t だ ~ 7 事を な de 近期 し明言 0) 4. は が دمه な 6 5 去 時じ 遊 色合き る 力> 0 ts. 0 な 勇氣 た 云はず 流 de Lilia 6 7 心心持 く自じ 気き 提 11 13 知し 楽らそ Ł 分差 儿子 れ 1) 75 と熱き考録 分がに 年亡 近走 勇ゆう 12 0)

労吉を 出。 御名は 動きつ **る** 歸かれ L る。 物き ŋ を カン 75 染めの 見が遊り け が れ 其そ 5 仁比 道陰 誘き は 坡上 7 から ば , ch. 1. 激火 覺され、 和性 い趣は 山芝 緣名 つて 折 0 を カン 0 力 0 小玉 賀かわ 折令 船が行 1) op ŋ Z, ٤ 車。 沙龙 其がなる op は を れ 82 行 L 0 な 待京か 见为 日での 夜 知し カン 7 0 何先 0 店見り物 も話さ らず 乘 小こまを 老 お言語 7 は ٤ は 其後 と夕方 お妾さん 方舟 船盒 ij 何等 なく 0 一代香か 時道に 勇吉 場は を仕し 胸岩 ٤ ٤ なぞの を ŋ 合 残空 免り を焦す は近京 す 0 0 0) 12 行掛だと 力吉は 都っ 立た から はそ 75 る 合が 物為 親翠 折货 解也 しく do 0 n 登澤三昧 方と 處ところ 度なく 5 淋泉 れ た 事是 \$ 15 L 偶生同等 5 は 10 があ tz \$ 6 中 L 共電 安本 宅 歸次 何の 遊ぎ op る \$6 な カン 2 妾をは 5 ば れ る び 招 0 カン 75. も勇吉 稽古 月まる見 な気き 黑软 た。 其是 ~ た。 0 カン 20 必然ず 隠居 毎ま、日宝 來意 招 群2 6 7 九 ŋ 日中 7 左き から U 0 カン から

13

\$6 6

مهد

25

しだよ。

あ

んま

ŋ

36

座さ

U

4

た。 から

5 ح

ره

付けかみ

船与

勇信

-露か

來さ

0

寒語

出地

歸や 五旅講館 配ばい 7 K 流す かって ば だけ て、 れ を たと 0 れななる。 57 まぐら ま 戸口 と氣き 閉し ょ 2 び る 4 0 時等 の心意 见为 渡 小さ 所出 風か き る れ \$6 事を 何言 0 8 \$6 勇吉 て、 L から む 7 は 3 Sp 去 0 ま 2 五次 何きか HT 製造に 露地 小二 決以心 折令 で水 彼か 歩き 残えよ 5 0) ŋ 秋雪 10 意に L 水き 玉星 玄 ts 0 玄 y, 四色 何方 から橋 高加 空をに 間势 わ る 10 6. が を もら (1) 京 0) なり過ぎ た家が呼ぶ 見ると 會を得 九月も ところ 云が 臍營 たも 0 ま る 65 柄品 初生 出地 或常 木き は 4. 力。 0 無む を 勇ら 送って 他を渡れ 銀河 事を 夜 す 内恋 刑き حد 0 6 古意 UE カコ 或夜小 ts 村堂 75 を を 思想 た た。 カン き れ 6 ~ さた一大 0 い男と 通言 心之 先輩に 国性 を J. 0 が 7 あ 83 \$6 75 た。 15 今夜 影なき do 互然 祭言 ら呼が外に is つった。 たが、 行" と生 か 雨意 被岸に近 人は 王笙 て、 L 0 0 口名 夏なっ カン 0 合ふ事を た わ op 味み なす を 立を と二人夜道を op 0) 却でつ 見言 き ざし 道を 起超 て見る 質らは 事を 夜 そ 恶 き 5 八 ŋ 八くおき 0 ٤ Z. は ŋ 6 34 から ts 妾を ひがい 介的 ほど鮮か そん 7 が あ th 9 は 1.1 ٤ がでつ 夜道を連を立た 小三 はい 験芸が 過波波を 節言 け 吳〈 初時 抱 様子 H 出程 來 合すれ 夜海 玉宝 たい た 75 カン L な心に 7 7 2 20 0

分ぎま

だ小

明を

つ覧えて 杯がかった

は

な 12

カン

0

た

H

12 は

學が生芸

時心

時代には側句

句に

凝

義望

我太夫が好

3

0

IJ

た性質とて、

わ

れ 0 3

な

が IJ

6

Ĺ

む

程な感

閉に

L

d.

41

do

語とは

世

な

の数を

重

る。

勇言

其そ ど

0

時也

石燈

籠る

0

灯影涼

3

庭先

呼点 を

れ 3

随然ない

を

2

入い間き

0

け

7

隠居 段だ

酒育

11

戸かり

を

る

新內

0

那公 を 13 えた眼鏡はは 心なる。 浴が衣 2 ふ的を と気き 氣意 5 3 夏生 ٤ さ D> 二點 響を 御加小さけ なく 图主 わ あ **ts**. Ts. が 0) 0 4 銀河 成等 玉笙 を の独立ないない。 虚さ ts 7 わ る L J. 提灯を 立治 統 剪言 どと 步 るく は た た。 なる は 宿室 大智 み なく 3 横町 に路然 道を打る 橋ば てた。 通 ね 0 ŋ は 河か岸 集つて る浴衣の ٤ ¥, カン 静り 色岩 () とて 振り 0) 上さ 小三 宿業 大龍 を 主 だか づ 0 0 派 小老 見み時二 通点 だ 互に手 感だ 玉蕉 こだ 淋説 15 る 10 小暗さに、人 オレ H 導なちび 知 ŋ 突立 計はた 來《 肌變 は は 12 か る IJ i れ 13 は吉原 葉柳 振 ら 15 が ٤ 3 J. 10 が 近美 He 向也 思案 野 ろ やち 12 が 0 V れ 士. 同語 を ら成る 自也 夜よ 差え 良的 7 カン ま 0 を る 地 分方 见为 見為 更多 行へ 搜点 7 0 15 馬牌 土土 大い 0 多さい 10 距立 足音 筋造な Z, K L 地方 0) お 75 オレ 五次 夜よ 何也 7 々 カン 茶草 45 る た 4 11 虚 頂意 初告 i. 0 提 ば よ 1) 屋中 人是 匹き 7 0 B 走世 路水 JiE 班高 屋中 落松秋季 人な 空地地 開 就だ な 身子 py 6 0 合 2 を 根和 け 車が ない を指寄 **正**章 通 オレ き ち 0 口会

ij は版と 代言

()

同整

じ階級

人

6

あ

3

第一事を

の示い

にてはる

身みた。

分が

8

けて 0

ねる

矢や張は

多町の御隱居や下身代の大小に無

無論相当

れ

同器 ŋ

類系

7

差支なささら

待等

代本香か

0

人が見受

### Ш

類と 部分か 此二 0 0 時也 道智 分を が、 内东 カュ 八つて見た。 K 2 -01 0 歌語に 事是 更ら 6 あ 0 凝 稽古 II る。 何答 0 を 出<sup>た</sup> 或害 所是 氣意 Ho る 0 通常 L 4 幕方銀行 回貨幣 ひ出た 細堡 西付通 0 6 の一人が 格子と 00 戶E 歸次は 0 古られ 0

なほど 年包 6 0 其そん ん 妻がりなか 色岩 たら 何凭中等 時じの ねる たる 着 E 小 0 き 3 物為 カ> 斯から 別為 彼あ の変えた 0 0 れ れ 一く遊 童に 過ぎ 天地、 は 着き 0 W n 3 な 0 同じ位が ばけ ٤ 4 ts 小ざつ の顔立身體の 切っつ たる de Ha 8 物為 同だじ 小 懐かか 7 0 0 3 家公 ŋ 手で L 云的 お 付っ思智 やう。 し 狭業の 111-4 ٤ ひ様さ 0 きにれ 4. な虚をばれる三 解じ 様さ 取肯 思出出 子子 片付 ま y, る ょ 矢や係け L \$6 ===== けて 0 V THIL. て不可以は、一般には、 て、 らず 用草 が、 杉 匠ち 光がさ 0 1) そ 同語 3 カン あ ٤ 0 銀売た

0

は

け な時に 6 代だ れ 76 嘗って < 人達がなれ れ 0 酒や 神后 1:516 0 0 de 凉 元にようだ へじて 大き 屋や さん る -6 ~ た 粉 開き 0 洪 カン 2 れ を る 同差 Z 0 L L -C: 4 な あ が

病の方が る 0 初時明美 折貨 7)> 3 は 寝きしかっ 5 師し ه ريد 匠を 返か 題をおする o í 6 松い ず紫然が 15 0 か 突き 然だ れて 歌を想象 だた 出だ引ひ ち 3 き 反と れ 入い 0 れ る 格は 來書 6

河が時事 前り た。 でははむ 間感 0 秋季 あり 色岩の 1 更序初性れ 40 の空 めに、 名な ch. 2 L 小さい 文なっき 礼 3 二人 正なっ を思想 力。 をかっか 6 0 して 女夫 たの謎 ٤ V. 出さず て車の上かられて入谷へ泊まりの約束は 4. オレ 250 Z. 0 15 銀ぎ yn j は 自じ おら ま 分だ 見み 見みり上また 0 ñ ŋ とれないな 行っ げ 行的 0 玉をか た た

空には ほんに思っ ち 0 そ しば 1) 脏镖 Hà ¥, 山空 111-2 0 義 月子日 理》 A. た 思想 0 は 0 82 3 想话 上部 0 0

然か 義、 Lみ 理いそ んに啼く思いない。 彈、 31 123 中东 を 聴記、 提、程、 か、 一定を かはゆか 1) す Ti 01 8 た時じ 床の派 源、あ 思》 2 7 しさも たり はよい は に、夜、 戀な 49-1 300 1175 唯行ない。 夜いれたが た、奥 建?

V B 0 つそー 月 L Z 鴉、 日半時 150 酒で 2 > 眼 早は を 000 3 命しち ま ٤ よす 7 れ、 逢あ 7 川、無な 3 見み 金 候いは

ど除すとい深い心は 聴きく 代官リ する 事をつて 3 政告 くと た 0 起りかった 何答 いる。 ほど、 ず、 18 0 唯だ一人胸の底 とも云へないとる方なく、 かは が 7 子が稽古 時も早し 0 rie ! 今までは人に やう 管管 明治 分流 6. さかかっ に思す の心で ない程圏婉に の今日 れが過去のいいはれたのど 一刹那、勇吉 歌き を慰さ 當て 切芎 明是 なさ、近海 K をば、耳竹は も話法 去 位於 婚が 歌か 0 め 0 \* まら 清瓷 3 7 で には 勇吉 と節廻 滅馬 < 0 礼 虚さ 云小 無なさ び れ 歌澤節 ず る為た けて聴け U す は ただっ 入りない 換か the 8 れ と記 に安意 理りば rc 1) 30 想等勇力 る

的な言葉る 最高形式はたる 初い式を堪たる ず、 水 其そ た 0 をす 同等藝術 -6 原 福 あ る 0) 友智 が 人に誘け 月時間 れ 11 納言 5 末 別がい 11 + 何效 Ł は 0 待た 氣色 B 75 九

### 五

夫ならんだ秘で 每 日星 0 0 0 嚴を稽は 古 屋やに 這一 剪 を受け りは節 は ち 間常 H 盤ろ かい 題力 れ 後管 とろ れ かいま 202

職"此"女変此な 格されの方 出で ¥, ŋ 蘇次で P 0 勇ゆ ic 事是 彼あ れ ts 口名 \$ を カン たけ 斯な 愛な 變的 雨親は 八连 感ず 和談 Hit. ŋ U 鼠学が 3 親帮 5 分が 的写 銀芹 7 浴寺 相等 る が -C: 解決さ 反省 後公 7 15 何答 同意 -) 達 關於 取上 ŋ 義 人に 情報 田品 外流 ŋ 4. は を す を 身改 為な て 勤し 快步 11 比 坎☆ 逐步 る 分ぎ 夜 ŋ 0 He 3 あり 得う は 通信 ٤ る。 かい て 8 會あ 思想 大き 月給 なく 及覚ば 迫業 服が 82 ŋ き 消 + 昔の 鏡和 時と云い 同等 つって ŧ が 境為 えて 0 かい 真儿 位第 源なだ た意 ば 們 。平分 を 時 此 け 人公 0 思なる de 來 10 を ٤. 湯ゆで カン -0 夜よ をよる 小 幾次を 自じ け 日で個別 6. は ま 島主 中家 起步 分范 す 玉笙 ほ す 7 な 2 ば カン -(1) が 又美元な が言 我常 色岩他生 處さ 3 £ 0 0 V 3 は ま 6. あ 人之 演 方特 とかちま 煩党 0 0 0 た、 事と だだ 充ま Ł 0 カン を、 自ら ٤ H's を 本 下的 特技 0 ょ

> 事じ失うはせ 全党 時也 き機等 陸と現ま 様き は 3 我们 よく な代だ 樂宗 別なた 肥金 から 1J ts 13 自じ 生き オレ \$ (2) 0 思しは L 3 0 文意 将記はれ出 面白的 を冷り 想象の ti 0 ま Xx あ 雅等 大震 0 2 る。 如言 趣品 線的 ī りた ¥." 2 1 出で 4. を 味べに 行き 返か さ て喜んだが か 大きと よく な新夫人 発見と 見き 合참 p 3 智信 合ふと し 嬢をや 0 鍍 慶ど 当 た V な Ł が 義生 氣計 何您 树" 悪な Z 事を Ł 労力 否は 0) 再完び 11 務 から 积 手に の明和の 見納で 礼かずら がかずら を Ł は あ 0 の論え 我的 た ま 新大 りま 歌亦革 も大震 返か 譯特 0 が た 在宏 子・此っか 族 で、 7 なく 3 \$ して、 えない 20 0 なく 0 0) は たた。 弘 Ł 嫁出 減か 灰. 度がにはす立っ では 工なる。 で使力 Z. あ K な り自ら切ぎのく れ 學於 書と る 0 力》 校等 0 7 5 を

校的ななからない。 避ん ス 見してと 新夫人 門標 好記 を訪ら、談話の談話 南 は 相等 ٤ 二階建 L 別居 て 日, 時等 3. 11 L 工作 参え 0 よう 36 借いる ま 合意の 企業 かれる 又なた \$ 有法外の日 あ 7 新家が自然 る 身子 日ひ 庭 分流 11 カン 池さ 米 0 を 思想 移う 圆 次言 次に 婦がの の 第二人 人 日で で 今け 先ま 12

宛然

6

験馬

痴ち

漢か

を

せて

かい

如臣

3

iD.

薄は

命心

馬

f

涉法嘆先

Ľ

\$

0

兎と

何德

を

主に馬は

鹿が

人と

3

我なの

佐ま 好。上

增多

2

世

の角が

夫が切だ

人发氣等

何此一千

任禁

中

干か

れ

を L

事を

ま

其での 其他 校等 3 th 總倉 友い 名 C 口 郊。 II 人だ П 缺党 例に 1 カン デ Him の食具 席言 学明 15 社 0 を 首等引 初せ L

20

冷な更言やけて 笑言に 趣味し 像きた 公司からない 高な 然か む 0 茫 が様子 白じ 7 ىچ L は 61 勢っ 日慢話を 新夫人 興奮 ま 領流 社 方言言 を意 伯は 15 4. オレ 味為 致った 容 見み 行 質しの ts を 平心: を 最初 から、 し後 聞會 世 觀力 以うとせ 73 夫人 な 凡是 る ts (2) か、 す 良きい。 或蒙 ず 事是 ts. ば Ì カン がなく 自也 八合線な る 分が、、 人 115 0 れ は大き かい 現がく が まら 動に 7 () ij 1t -0 家か 態につも 7 弘 83 共产 生 あり 庭にい 別らに、 L な L. -) カン 月給き 涯然 0) [6] 统 和かた。 7 ほ 深刻向弯面党 पिउँ 人間 給 ま 歌か 深刻 どり 平心 取肯 人だ 起誓 0) 分光 游 オレ 他生 知し 拔力 -0 状さ 11 II 人 唯ら 皮の なぞ 7 花 話わ 気き 内与 を 1-命 رم

0

丁度好鹽梅に、

つも贩かしに

呼ん

-0.

騒る

6

聞的量力の餘勢を鎮壓 て新進國の實業 はない。

せるため

お等動物

してゐる愛妓をば絞

れば

III

出

フテ

J, 丰 ક ŋ

ķ٦

やらな、

そんな古手

手な薄野呂間な且那でなる。

年は五十を越えながら英氣壯年に増し

界に活動し

て居ら

れる。

其<sup>そ</sup>の

の二三度も

っきめ

込め

ば、何でも云ふ芽が

んですよ。 のお家から、屋さんが 急用ですとさ。 手 紙を持つて來

Es あ 暮れて 「あら、 使かい るまいか。 いて いまでにいよく なぞ客ます た可か しまっ どうしよう・・・・。」と真代は直様金 さらでも 愛い精坊が急にどうかは、だぎま 筈がない。と思ふと、 もし 動悸が高まる 無ければ、 此二 0 間影 から わざ! し 防病気だと もう息苦 たの 総合は 家かか では

那な 直にし 敷の被へ手をか 慈八は身も世も はわざと調子だけさり気なく たが、然し早くもそれと怪しんだ廻氣な且様へ手をかけると共に、殊勝にも氣を取り様でまたり あられぬ思ひを、 さすがお座 なり

12

切れてし

まつた。

・手紙を持つ

ツて上げますよ。」とそれ

H れ

れを設 けて、 なら る意代の苦心は一通り ればならぬ。怪しま 76 いるえいい い、萬代、お座敷なら行くが 籍屋が届け 暫くすると、意代はまた編とお むためた、 手紙を受け いんですよ。断 またそつと風はいかり 「來る手紙を受取らなければ れま つた後には、 い気取られ ったのよ。」 いてい 人知れずそ れま でも立たな や座敷を扱 いとす

> 案外いつもよりに ならず、お 響を立てる懐 虚から、お茶屋の女中の取計らひで其のま、早まなった。 いた。 く離れの小座敷へといふ事になった。萬代は 費小藝以来が今夜はいづれら來ら 2 お 0 \$3 ない たじ旦那のお歸りを念ずるばかり。 けられ つとめさへ よし そして枕頭に置いた紙入の中で、幽かな 時よりもか 十二時が過ぎたとて今夜中に車でか ムば・・・・と、 中時計の音に、一秒一分でもいちのよけの音に、一秒一分でも お願り ラ早く自由の身體になれるかも 語では、常然になれるかも 濟ま 却ていそくして死地にから して なさる旦那 意代はそれを頼みに何 L まへば、大抵 の事故、今夜は れないといふ とま 趣 ( 知し

途切れてしまつた時、 た験を艷し つて思ふ と心でば、 「お前、今夜 何さも 情 なアに。 萬代は氣取ら 何か心配事 36 い。爲代。」と呼びかけた。 を含ませて答へた。 今夜は餘程どう やらに唇 どうして。 つかぬ雑談は、 かり焦りながら、さて しく半ば開き摩にさへ お煙草・・・。」と意代は すでも に唇が動 れ 82 ある やらい 旦だ那な 0 何ともつかず 力。 那 力> 巧なみ がは突然に、 してゐるなア。」 然らいふれ に云い あらんかぎり 輕く閉ぢて に一言 公紛らした 限室い 75

> 隠すた。 「でも、先刻から いくえ。」と否定するのみであ 妙に鬱ぎ込んでるぢゃない

くッて。 から 心直様心付 隠でした L 支 いて あなた。 せん。一 い調子を作 萬代は 覺又ず聲を高 「顔色でも」

幸にもそれは無效で 言葉使 که 事相手をぐんにや の上にしなだれ はないのであつた。 の循疑心を鋭くさせ、 かった。意代の旦那は かうと云ふ其の意氣込みを强めさせるに過ぎな 「何かんと 何の事はない、解けた水飴 旦だな 此方向いて は默望 と、それに伴 配じて つてゐる ある 掛つて、柔い眩の先でぐり 頂戴ッたらね りさ よく落語家が話すやうに膝 あ やらに見えて。 ふ服ら いつたの 實に尋常一樣の旦那で せて そして隠れた事情を計 L 2 まふ計略っ然 0) 流れれ ならず却て旦那 い様子とで、 あ 出 なたア 那

應應出身、 送りでする。 のたけ を 且如 學於 関い 處の れば、 たかつ 面於 なら ず 時じ 9 0 重视 3 食利心や 礼等 れ 3 な意じ 出だ 废是 が 0 銀 反對於 4 廣る V 得 藝坊 TE 赤さ を ち と素公人根性の とも致け (2) 行內 世に感じら 歌 の行にもよく 專門 為か る رناد 誘 ら、見 云ふ宴會 銀行內 帝大出 澤 親戚だ に聞えにく V に至 3 0 惑を な 正さにし 0 括 の音曲を専門 る しま 得たば 强急 を座敷をは \$0 職上 た事があ 0 0 カン 勇力 がた 0 ٤ カコ 大分意地 た。 勇言 身と け れ 務むつ 硬等 同情を得た。 げ の後間 たく K る 0 にこう 上 は の折には、 6. 10 -6 カン 4, 大きケ ょ は 8 言 あ 能た ŋ 衝星 を轉じて K 勇吉 今えど 3 つ 6 0 3. 3 73. 度と カン 開え に修業 たけ 虎を つも體よく逃 突 な は 0 do 通点 敷 4 L あぶなつ 後至 73 de de わ 3 5 ŋ op して 使 堅人だと 同ない 節心性 家か夫が大き 4 K 世 威る な下ら 5 れ る 办 限等 忘年金なる 46 高智 も 人儿 は 10 0 を な事を 5 その 無が事を たも 0 す か 0) 何だに 事じ 勇吉 何作事の の事を でも B を 3 ない 30 事を 少さ 明がった何と 為ため げげ そ だ 3 473 常 4 0 0 し 步四 に変 \$-れ かさ 共そ 學於 不多み 0 れ は あ 6 B

言葉 水み 景しき の子を懸ち 名は些都と利かかの 彫さ H 悲欢 打貨 よく見み 3. 8 そ な B 発言 V 10 る 來さた 線 重なる 事; なぞ んな 2 庭さ れ L 0 L カ> 4 れ 2 込ま と共 3 身に積るに 3 2 E -0 き 7 2 る は 0 生艺 聞く 飢っ 其そ 思想 勘信 徐よ には、 どと 0 17 ~ 1) op 涵 時は 八の摩柄、 勇吉 習な 元宗氣 =, 種為 あ 度と しま れ 多 行言 たをも Ut 慰和と 銀行員 目が な果敢 6 る つ ~ た 0 れ 此頃 L たななな 共产 水製式を敷 彼の も、現古 てどう 行 0 あ を た 思へば幾年か前、 0 0 産党で 0 正是 额力 5 失 勿!! につけ、 許智 心心能 0 雕 して かす とし K け 返か 4. 112.35 3 K 0 館山 歌きながな ごず市民 ば に病 んだ。 群な よく 1th な ŋ 0 L 此と共に生活 と源法 0 女丈夫 えべ だ左程に白髪は 橋 よら L よく 身には却っ 0 る 0) 7 京 は 自書き 和君 夢のの 东 2 0 0) 9 凄世 御言 一節 地なったの 空 の心言 年亡 0 2 0 空地に、柳宮 沈清 つつぶ ほ 惨点 た 頸輪 私 0 8 た大ない 小三な -F. を から 0 B ま 男の を責め でなっていまする 示はす なそ 錆 5 8 رین L \$ 0 進さ あ を 一等さい 6 よと二人し 云いひ な 75 岩弦 き め を た が が 月的 50 浮き ね。 時じ が 0 が晩いい ŋ 4. カン ば が からは、 立た け 如是 立た知し優さ を帯び 進さ 猫よ は Z. 111-7 とも 数 なび たずで 7 分が 勇吉 iE 味み た 九 L 是 少 0) 次第な t. -K から 0 主 11 あ 思想 15 7 80 82 V 張ない

添 酸は 行い ~ 出地 4 つて 82 L 聞く人達、 J.K た 其を 13. 0 節さ ts. 廻馬 \_\_v L 人员 K は、 ٤ L 折谷 7 聖えず 0 京四十 温さらな 院賞の な 學至

٤

消け 子二 す。 る。 供管 きら 實っ 其子 にら 0) 0 op 云 時ば 5 玄 は 10 れ 心から ると、 8 カン らんで ŋ 深宏嬉え 共ご す L 0 な。 41 额点 さら 時等 流彩石 ば 銀おな 顔 力》 意為 1) 11 名な 勇力 を **川文**生 す る は 1) 去 0) 5 る 处!" C. 10 あ 0

# 五章

L

L

玄

0

6

あ

0

た。

女を折り F ま 蔦代は 日中 れ 7 大事な旦那様におよく引きず 頃言 た。 6 カン おまり なの飲の 大震 方他 8 高代さん、電話です 0 新 L 酒清 受け 座言 を 6. \$00 B 败 0 水座形を を特型ん 有る 意で 掛か 11 カン \* そ 來會 0 ŋ 0 で來た特合 工工 0 夜よ てるた時 愛嬌 3 を ち 作? る

it

3

如是

くに過ぎ

打物

年台

共言

K

73

代

3 知し

0 1.

-0

あ K

9

た

かい U

外方

L

\$6

ME

吸い 红

0)

非是

學家 た

-F-3

L

が

6

0

ち

かい

75

B

電売

統是

3

なが

どら

6

から

0

7

とと

2

L

帳場は

0 3.

出。

聞すの

7

4.

7 那な た

る

٤ 10

矢や

見み

電話を含む

かっ

そ

刹芎

胸影

3

ば、 何答 ŋ 7 6 B 女をたな 抱な共物 H は なく 0 なく 0 3 は二 0 0 事。 此るであ が好い どう 世 原的 主家 ま れ カン 达 州事で 付と 古 賴 12 + h の外には なら 少 2 0 上 用き 0) Fi. 不さぞ -C. 0 時じ 10 事じ 日光 如此 1 B は あ 間常 のとし ま 章気に 別ざあ 後間 0 過す 37 を喰い 離紅 る 大き事 商賣氣 那 L 意代 ん達ま につ ぎて 待記 幾次 離り が たら遠慮なく れ 此 ね \$ なく 0 7 打明 縁さ ぼ れ 二位也 n から な 機どの と専門の 吳《 出栏 前光後 ま 0 理り -1-B 0 語書 分が 女常 れ だし ٤ が 易 14-2 90 3 1 it 4. 質品 (7) HIT 供 た 0 な カン 其る IJ 0 商岩 で「変と三 希色 ほど てて 時年不 に引起 時等 か カン 4 から 0 0 望ら からだ 賣 或所へ 七と 為 隱 3 を紹言 大震 を 限警 L 17 妙 が 0 は 取 do 當てに 折く電 7 見 抱た あ 日富 がだれる行う 0 なら 兒 ij 身と の前途 女のなんな 一年記し、 觸 ても \$0 る カン 0 ら認む < K ば 0 あ 1) カン の兄<sup>c</sup>った 話かば よ 行 と思い L 6 れ ま 年七 七 17 23

と未練な か二三 麗れい 代は を授 題為 かと 目是 川发艺 最初 旦先 0 時に う 3 那~ 間的 から Ŋ カン 打明 到是 様なず b 商品のさ 可能 けて、 端語ま 熱なも 気管 麻魚 をす II オレ 6 布 オレ 交をば HIT 刻で る 0 おから \$ ま 叔を 力。 나냥 7 小 後3 K ij 15 脏" に日金 10 L 有語の なが TS 0) 付け 層の 報 力》 る カナナ 知t HIT O 事な 育い ょ 放き事を僅容 5

心持 御 命門お前に 全ちても 意代 質じ -:--}-る 1 は L 共产 あ 來 の母さんど 旦だな 0 な カン いつ 7=0 お前き 通点 那 4. だつた 1) 事5 旦先が と思ふともう 0 家記 が 眼的 母さか あ IJ 龙 忽告 歸か 病學 カ 平介 ち 然だと 氣き ち 私台 11 ぎ 意代が かい 呼小 3 3 吸音 無為 P.F.J た 1) カン が 1 が だ時 其そ か カン 粉 0 I'm' 華代の為 伊拉 様人 呼よ 0)

荒だずに死し 5 が 3 製\*しま ナレ 编章 なん 化かつ J. ge が 和高 15 1t -j-= 供着が to,

0 て初めて萬代 (t る 416 カン 7 我想

1)

佛まっ 旦之 から 那二 身子 洲岛 を たえる 創た 颤 童气 IJ ریم 子也 か: 义 真 L 赤 意 ŧ 0 自治 意 啊"外 映と

あ 7 7 7 It 好事 手 H.E. 放信 題信

最高が E そ 離場には カン B 15 15 る 胸私 は 敷! 再完 映等 ま 必 0 752 | 解風 何答 で 要言 L ٤ 心 صح 6 な 7:10 練なが 8 ろ 6. 出性 17 F から 置<sup>10</sup> ふい ND 寸 嘘き 4. から ye 其 0 感か te 755 情に , · 见以 を最も 海力 旦売 た VI

0

無也 下を 三葉座さい 味素のか 勸さ ٤ る。 6 3 + あ 質らか 際語 洞察す 0) 八 る 意に と云い れ 九 \$ (1) 代の 更に 験け て、 古 柔整 132 方さ る 直見な 事は カン 順 氣き 限等 2 那 L 初是 旦売な IJ に、行合 嘘き り、意代で 10 生 47 扮き 娘子呼 30 未だ質験と ない 13 は か思 九 Ti 0 此三 見みた 4-、そこは 皮質を ち 年も 切 do カン を剝される 問 場ば 折りの ŋ では、高代 き Ĺ T= + 株立 れ 様うす た妓 H. たし、扨即 0 相場場 歳さ 商さである 知ら ま 識りに の子 から 0 だ が 成程 产 す -度な 持約

10

強い

10

生

な

7

かい

7

75

年党 年宅

保管

0

-C:

あり \$

0

咄らき

其をれ なが なる ので てその さずに 養さの たる とて 合記をお る れ 事を 旦だ ž でそと 以 思想 精力主義の 那な な新光 たとや 82 以上で 豫上 花柳 儘地 そ は 受付位 先刻き 金銭 測行 上 る が ま い賣春婦 界に 居る 15 げ に制造 · • は K 0 L 便利 なぞへ 雑ぎない 虚章 度で を許さ 手腕 师師 オレ つ間遊 湖湾 時令 女のなんな から 所謂立志傳中の 家はなり ば 15 0 を 微如 徐よ いまじて 取るさ で など 那么 知し なる 0 見み を V 方は 段だく 出。 とこ 11 を捉す 11 it な れ を 馬達 旦那な 若もし 一寸電話に 7 人的 B 0 75 る 中 カン 机 4 胞办 示点 思想 手で に經 ある 6 3 ろ る 0 ~ # 11 る 此方 すこ ナ管に 時に 少さ 其れれ ただぞ • 0 中 が で ば 々 却かてっ 上京 交流 ず、 如是 3 眼め 0 A な は今の世に破ったない。まれ意を振舞ふればを振舞ふいません。 あ カン 力がは最も 模能 載の を付 1.t -( ほ カン 3 5 IJ つて 水池 で 老いて益々盛 手常 せら £" 0 が ¥, 力<u>,</u> あらう。 不多 今日 泊意 E.V 大家 0 た 7 y, け 0 然し恐れ 世様此奴怪 0 外ない 百 なら η 7 手を出 って、 次第、 體言容易物学の 最高 堂等 教をの なるな 事を位っな 損 から カ> 優さ ば とな には 名的 き け き

難りが ょ どう む嚴しい懲罰の念を伏滅さっな、そんな若い汚い情か 愛する女から捨て X. にさ 頃る あ 油山 は せた。 なく 然がし 気を 付 迎在 カン して 82 1,L 嫉ら好 様子 から مد ف 11 난 せ た ま 0 海に 疑念を 儿子 6 種品 ٤ 4, 道徳的 行智 問える る のよ رم 徒とい 否な

دي

5

"

it

L

カン

無む

造ぎ

作

雑な

倒然

L

去

夜どこ るぞ。 一隠さず カ・ 行 により く皮 たら から あ こえ」ち 0) ぢ 蛇 p な うう。 4 カシ 私也 11 前点 知 1+ 0

低く柔けなる言語 くて 上之 答言 ٠ -5 から を なら む 0 る。 仰為 11 野岛 な 元治 き い厚き す ~ 5 源む: ら棒だけで 見改 やら ``` 4 いくだる 胡二麻 えると報 やら はま 7 K と豚変 突き原は ねた もら 75 な心特が 0 翻去 らんだ旦那の 何たのや 端江 毬 臉 嗄 果頭 に微 を た際系 云いう 争岁 ど見渡 L 笑を浮 K と選し た。 明の 15 わ 喉と 調言 類當 け L 近が 子花 を L 0 of the な 切り面影 心鳴 なく恐し 示し、大会 から た 子 L わ 枕 たいぬは大き頭を程を配け 供管 ざ ٤

Lib 大店おお、大店は飲 ま る。 む 1) op ば 打造明 成を 單為 10 夜中 で内族が、 版は より け な 8 るない 排合 何々會 ば ď, が続き 通点 IJ 7 カン 1) つ は た。 1. 共そ なら な Tig 呼上 のう ば カン 15. カン \$2 -115 Ł 15 ねる ٠٠ -:-少少 間急時

女ななないで して下さつ りに情け 思ななが、 逃<sup>に</sup> げ なく 順はれ なら に開発的で つて 8 ¥, 方を 5 ٤ 早速二 うて困 から折り な は る道法 Ļ L 度と 强儿 -あり Z, 残空 ない 御二 t は 7 Tie 人心 E た。 た - [ -あ ŋ ま る 面隐 、寸がる 思想 だと Ħî. 礼 0 つ (2) 旦だる を女將 て、 + -U た た 何彦 だ H カコ 思は 圓覓 が B 固於 0 0) L 力》 オレ して 休字 質らは -0 かい る一 i 3 を 至 カン をなとなると しば、このか み 1 弘 K ら、意代 n 此品 カュ 共 場影 る rg. 度と頼ち あ n 及水 知 0 な 2 ち 10 4. () 交友的 門書 家業は 込 ら様葉 国党 5 まア は L 前上や は な言語道 15 を ま 出 を女中 的品 何度 節沙 O オレ 玄 果放 中記 ま 0 習慣 7 12 包放意 た 张, 1) ٤ 4. 出 包金に 御 沙地 が 企ま る 3 ts 1=1 悪なく 身が 途に のお 75 妓 K ŋ 從 -1-6 から は L

1

御龍愛に 抱む 主流 2 0 代游 り高代 11 見かっかっ 際に立た るー の景気 計を 週も 同な ٤ 大道 13 き は家が 0 7 ま にさ L 0 てニニ ま 75 of the 0 籍はに 度と 屋中 物語 4.5 0 類的

儀み た

6

\$6

泊蒙

ŋ

K

13

る do る

方常

ち

P

73

0

だ

か

實に是"

90

う。

意代は

そ

一番最初に、

此が家や

0 1

To

身體

11

吏

で

仁智

の木像を

横紅

L

L

殿がき

0

20

5

10

た

11/20

喉と

情と

を

K

٤ カン

白品

欠を立て

た共

2 6

際山

間影

L

な

1

た

0

は

7

事

12

此

1-

明治

中等多 根ねの 7 動きつ 3 0 夜よ 無場に 忽たちま 活 が 82 次し ち ま 0 り見 繪看光 0 を割ったるが 然うや 待包 かい あ 少言 知 极心 年装 る L 危がけた。 風當 車を 裾き オレ て、 K 7 石岩 よく た 外界 717 衛に 死を救 ts. 否に 6 प्राहु 群 なら び 角空 袖芒 躓。 が説代 れ を る名 清 は る 41 上ある 82 後 1:3 れ 次 巡查 E 轉え た 警察 代常 Ti \$ も其言ない 変 が 共 1) から はだ怪性 を な 實地 馳は 取肯 引張 付 かい カン 後立た。 被定を to 無 け 7 61 我 B る な L 活電車 無法 1) 関が 0 れ カン

> go X,

社は例を湯が無い素さた 申奉 供電 に赤 寸 親が が to 紀 說言論 色岩 1:5 t 北京 第言 き 刺し 為 Ł 13 事質相違っ が 礼 外の do V. 物を ょ し傾し ば、人間 如小 7 何心 17 主管 なる事 な is か 1 を 高代 M. 衛門 かし 道等 ٤ 1 75 水 82 HIM が から 福ま 82 事を 拉高 部が を 40 ま 夜 **剛大** -> .5 44 4. رچې なられ 道言 7 お 0)

朝意借金 る。 質ら降きか た。 加拉 つて、 洪芒 つて 供意 8 柳二 悪を事 検は 派 のない \$L 積電 を 金の 蔦代 難死 粉質 至: な らず L 落书 る 洋服 つて、諸に ま カン 15 生 居る 院光 地声 III " 頭が 0 家中 11.7 平式 遭き ٤ 伯ぎ 0 迷 1/2 圣 た 1117 Ist V 遇台 行 髪み 促 iliĝ. B て、 惑 L 3 ば 新少 6 Li 子儿 間ぞ 際さ は た た 0 社 事是 聞 J. 力。 先等 借 11 11 H る始し 紳り 剪 7 B Z B カン ŋ 0 す 1) ば 90 Ľ" 0) 0 FL t 記章 L れ 10 油赏 3 を 危き 夕竹 本 から 5 事。や do 0 0 -} で光ら きかき 難死 刊沙 其方 3 رمهد 22 外 it 5 汚れ る 82 新 蔦代 度なら 入い なく オレ 事を に流 たソン 為代は ま 意思 聞 何には オレ 立た 代准 72 代 ts かい 8 は野恋物 で 記言 111-15 *t=* 7 す ま l) 6. かい 37.72 鹽江 0 とう 資源 た た 成 17 た。 何 た 15 0) 慶 不管 事。 無性に 揭达 良少等 め場に載さ à L 狭蓝 なら なり り、皮に 37 × 3 廉空 遊らせ 哥拉 朝き身み子さな ず

新歸朝 光 な 君公 0 歌 迎 會を く篇り do

> 居の笑音洋音西音和音が、 るひか洋音談話其子 共 から 舊き 0) 風言 種語飲 學 0) गिर्दे 友当 2 テ 會 5 來 村時 n 場 المراه 人宣 - }-李 氣言 III-る 1112 逃 カレ 定 " 本方 冊 風言 Ist. 料禁 174 i¥: 事。 合語が合意の 料に対し、 15 湿 III! など によりは、 [14] 物為西心 人是

號

金額 迎点 私 11 役で まる。 會 P Ci なん 经 だ が物産に 企 ぞ 0) カン 交生 料皂 易 b Ell 1 題を 無きと ある法學 居 别 级外外 0 會相 à, だ 0 る -1.1 111: 7 上之 ٤ が は L なく 1/19. 交う 此二 华吉西心 Est. 洋言 6 オレ ガン ガジ 力》 さら ¥, 12 70. V. 2 だに 歸 机 つて 0 3 々 だ 0 親帯の 頃音のは

授言 オレ F&L. F 1-1 然う 力 が チ 絲と近え す 江水が sp. 鏡 5 先刻 0 細豆是? 机 进た 1: 7 た教言に げ

髪が に 和言語 报5 あ 2) 118 1) IJ · in カ、 忽 け Ų. か 宴众 乖 19 理 越太 ナンナ 巧克 向等 不适 通 他公 觀人 1 18E+ 11. 4:5 迎 流 牛 iL: 温. 劣机 大门 分

旦気がつ の換ぎ せる し のに 男と 海泉 0 在 · 腕-力》 奴字 6 山道 を 0 出飞 から 1. 見るのやか なく -T-れ 逢ち B ょ 17 ば ば 0 5 た。 奴心 5 0 0 抱主と 約党 -٤ 大荒は 1113 IJ 一萬代が今 來言 2 東で れ 阿ぎの ľ 能の -0 L 0 ば 母か 2 見み れ が は りおけるかか 最高 真 れ 飽なく だけ 何先 あ 3 か今夜の 似和 初上 直 る 6 唯た 岩沙 た 以礼 8 だ 今元夜 HE 病氣氣 却なってつ 奴"。 疑的 8 實い かい す 6 で男と 念力 行 至し る 心前に になる は & L 結は 私む 嘘き 固定 を カン は 0 を 子供の病 るたま くしてし 0 構。 は 時言 幾分が 花流 b 怯に知し 2 年等場の見た 氣 ない た電話 E, れ 2 10 を 以 水ま 0) カン 見み 額從

社や書は事でとれるなで成な 嫌がない 社 K J. 盖法 痼 基助 御二 鴉片 B 前共 不多 身分の 11 る。 可沙 が並 を 本 たりましても一夜り ٤ 明·责 屋中 35. 36 刺し 敗し 南 に ナンム る は奥様も 阿敦 得; を 旦が 必然々待合い 子さん WI 非少 b 北台 至 は あ で帯びこ 下行 " d. \$ 声, 明か 年長頃芸 居中 夜中 す。 る P 合なる 0 カ・ お

自っで 動き蔦を且だ 代表 那な 慈い折り出で理り段放 悲の角な 。 強いを 枕京 彼なば、等 を 命さ 虚い 車に TI 0 75 くわいがふくわいがふ F. 強なお は と云ふ時分にはして、いざは ウ 乗の 测 身からだ 遂? 樂历 रंड 立た 1 相気で 小せこ を 體 ス 以為私 ち 時間を減す を 丰 一策を案じ から -Z 8 此 疲ふふ 1 所はの 1.6 を 逢 めて れが歸 玄 VII 11 持つ 頭掌 其名 屋や 10 -3-の腹になら 15 敷き だ 0 が 事是 L 間ま の引擎 L が 新兴 來 意際に 主意 門方部上 出で み、 3 前光 4 來等 8 + 眼的 本 ようい 愈 部 强? L ¥, る 0 時近京 なく 分が 送を 6 6. 支 V 酒音を たもが た髪と 6 な 6 らんで 動意 くな ぶ. 無む 1) 牡 無り手に 山北 ٤ れ

中的 رمه 女は是 非のら 泣な B 火急 W 0 0 場は 為代は 問於 138 いて 0 助序 を 請さ 70 を見る 買加 11 オレ 思想 7 女教のある 0

> B ま

降:

雨意

が 1)

41

ず

L.

昨該

かり

入后

物に

7-

オレ

を は

it IJ 日

11

1/2

当

11

ti

更言

はそ

れ

後?

13.5

が何点 御=

何ら

なら

何智

0

歸言時上

時

7: 打っ

ö

が、ただな

+

一時を

って

の思い

腹性

か

北た

でま

腹が立

度と 腹片

質ら

応事

カン

1)

川家

譯

オレ

ば

どれた

那な

15

弘

を

實為

11

× た

> 前だで - [ -な sp. 6 さら だに答 82 處方 ٤ I'm's \$3 L 時に を 70 顶意 受け 限な 対だ た後、 那に 青蓉 思ふ通 口层 \$5 體に 屋やリ 悪いの門とは 相目

気がか 家記ま 私たて を 雇官 7 新 - 11 11 れ た自じ 13 た 仮はは ま 倉を抜ない。 渡 け 6 動作眼影 选艺 K n 北京 青紫山 新衛氣 相景 け 0.) 迎見 刑責 ば から (a), 12 遠信 T # 手指 His 11 6. 旦先の カン 6 75. 麻草 4. 布" 蔦な 時智 1 地ちの代 咐 理が扱きは 道 を切ける 1) 過ん 知しの

11:

粉事事後 不らけ 動情主 て、植木に風 行 愉いれ 本 .Z.". ないこんこ の通信 から 快んば は、 込 なでき ょ オレ 迎力 車 强し 待非り 末 7 **异**度 3 0 82 聖いつ 臭気といふ 山陰 7 の事がい 為記 智. 話わ 17 な 想 オレ 放法 町青 8 時代開発 す, な 11: 5 大岩 横雪 新 1. 縣 ない心力 (2) 橋ま 幾 10 更言 何 U から横り 大震 6 F 駈" 雇出 训心 H Đ) 1) Hi 信意 7. 戻と オレ 例為 L た自じ 11º 2 絕 1) 動為 (7)

から

Ĺ

き

主

が

近

が

あり

る

だ

カ>

Z

0

面がや 日的 水力 打艺 7 -) 過ぎ ま h んち -0. 3 す 0 話なり é 恵と 0) 7= が、 無な ¥, 去 4. りなさ は果敢さ は道樂を なんで 120 0 る は de 初以 5 0 -.(. 背がだ す 75 0 徐は ない 面影 あ から 0 1) 吏 先嘗 かい 以 龄二 的張う から IJ 思過が 身子 質じつ 云山 de Co 際 共产 L 0 な き 里? が 0 ち

**香** 

15

を

0

ナー

0)

ょ

知し

لح

同等

類L

はで

そ

0

理り

計

0

出世县。 知し -}-月 銀 的説明 す な事を今更 -0 塩 ٤ 私は る が、 7 I. 遇 4 を 私思 0 0) を煙草 放蕩 私なし 你 op 0 L 父け p を は たの かい 不多 5 入礼 年党 深刻神 行つて れ 適等 な全く自力 Pills を 00 開 前艺 1/13 ま る き 文学と た留守 ·秘· 日本に 73 0 ればこ 0 由はな 红 分 かっ 境が ら 既さ は 居和 居るの 身からだ 話法 なはながれた。大学は 校なと 全さった は 體 -L から 商》 0 0 極度 東を 店 は カン X. N 力。 74 坂肯 5 Z. H 0

> 無也 Ł 15 何管 無邪気で Ŀ Je go び ts. 性 戀坛 は de s 0 輝りか た 0 15 0 知し ても 面に 珍ら も決で れた場 7. 單純な C: 邓沙 Belle. 湧な 居ら す 力 れ 起さ t 所让 东 る 事を 無治 何无 た L y, 1L 大込む -0 3 6 た。 to た位で 其 す CFE -I-t 110 欠きは あ JA. 0 な 5 IJ 哉\* 前党 な から 17 自じ 东 0) 式 0 自由勝つ 限智 菜 共そ 1 唯作だ 1) 事是 胸站 3 でできていま 時也 を 喜を だ ん夜に 分だが 唯だ異 0 懊答 たの もら 乘; P ŋ

地に渡れた 居って 最高初 友差に と神秘 ぎずす。 たせ が、 5 7 此一 じて熱じら L 70 た 15 た す。 0) 0 75 觸済 歸為 -此 5 1) あり 誘 駄だ 6 れ は 目的 0 0 ば まり k Ł か 0 心受け 來る 年に 家もの 其が時 カン 1 5. 面白 ŋ ŋ 古古 用き 分产 ٤ 0 歐 が 連った 又 如 123 0 遊室 1) 再条 朝 種科 を見り 余か 7= る 寸物 7,5 加力 を 12 y. 力。 遊びび 中京 L. 珍し 節を たら 事是 其 た 萬場 (7) は 1112 则 15 0) 2 氣雪 博 扇穴 L L 送さ IJ まら 門覧會が 思想 つてし がし には 5 ひるなな 被办 限室 0 來自 73 泣な呼よ 開設 主 ま 0

> 聽 早時 ね 2" 氣 遊室 んで 11 ば 早場く かい れ -6 Ł 分です 云 ふんで 7 ね 廻言

遊李 んぞと 6 限等 然 U 网 る 古 れ L んで 3 た 私た 越。 不 2 B ų, ĩ カン 0) んで C 11 11 ま 登え + す 何党 吏 カン 際い F た道路 6 云 な 生活 活力 FL ね 0 4. 11 た ٤ 0 は 類に 0 知し 修覧 ij 感心 -67 女な ツ下。 即方 1 L ら、た 調 1) 11 を 外景。 雨瓷 破 張は it 有って カン

が ~横合 君心 から 質問 どん ながな L た。 が 女(す 步 ts 2 -(01 す 法法

ると高な た事を 脱利き 多たかさ 1113 正夢 す。 つても 生物 女になった どんな女で 10 为言 死上 3 13 厭訪 な に角、其 婆でも美人でも Ŋ 43-女 女 て県 2 300 文.d. から 精 欲" オレ 生言 -3 40 どんな 女に捨てら 6 れ た 7 新橋 身みも 大 代化 0 -傷害を残 矢 變分 間ら -C. 女 張 婦 北北 0 或者なな 平明 で 心底 年 オレ to J. = た 地 れ す 力。 15 金岩 何度で 私 नाड 評判に す。 時には を 濃売 って見る 吳 打う な 頂

説させ にピー んで 成程 1) 聞かか か大勢集つてい 0 7 なり こと教授 E Zil る 7= け合数 de 幹事が 5 0) 理り 學上 具を安くし 重 樂をで 0 新し 來る L おしい摩を明喉の新しい科学の解される。 會に 7 て は、矢を \$6 7 酒高

ぎるで あ 場所は たり 步 11 ち 出 出汽 さら 10 3 L かと云つ ま 机 す 3 0 12 て、 萬安子 随分道程が が 例告 のがそく Spo 餘 不可便な強なが過で

了きさ 經験家ら 三井物産のは、矢 中然屋での 子儿 ねた \$ Pなる資格 芳香 2. 附 名な た時、 0 ぢ 5 い。教授の 法學士 0 IJ 7 自分ばったがは 機に横に 年役の 居ね 75 が、 度は、世 る カン 同うの 事をに -J-3 た事を 醫學が だ なく 7 論ずる が間辺 理學士 なか 馴れ れ IJ 論じ出され は全く何の話相手に を 士山 を 0 5 知し 山業 ヹ゚゚゚゚゚゚゚゚゚ 線屋と云ふ るために 譯為 P も 化学 を默な 限には置け でも それに るら 機會 會打 面目な聴講生 あ する しく見 たり に遊んで見 應待い から 0 様な調 先生と 事に決り ない ない する 元えた 料势 理"

> 半白な醫學士は世界のお役人様だけに 別るか な 藪ゃ た は敢て から 2) で だけに あ, U 其人一人 といい な 3 がら内席 が、 ひどく 人に 此是 ほ 快台 とく独野も 州の工學士 0 7 24 43 したたち 云江 5 を喰い 掛か け 0 方を見 つて た な気き 一気が変 で 送 A. な な

凡其

7

事を茶に

する

やら

馴な

7

ませんぜ。然しさ は先づ少いでせるな年になって、こ れた調子 て家にる は つても道樂が of y 一二十年前後 行 7 家に るても面白くなれかうと云ふ時は、か は 7 此物 せう。 2 心からい さう 吏 B ま のなら 75 また不愉らくないから 無駄な金を使 V : 心だけ 愉快 丁度私見 知らん からで 快步 限金つ 不.5 7 な す。 事是 事 た は 吾款 々〈 幾つなり やらにね 0 apr のう

な事が たきから な な L なない。 で・ ま カン 止 からえ たく、考 此 分なる 0) 3 うよさう のやらになった時には 歴の法學士である。これ は変し はである。これ \$ 事を 0.) から 出 は て見ると はたを 來 うと思ひな なく 酒高 を 服災 飲の は矢服 な不 から 11 む 尤も F, 事位は そ 否記 性 5 IJ 快急 大きなという時間に選挙がいいた。 より 々 で 0 外宏 やら 75 力》

さら

よ。 ておら て、 面には、 + 思慧 0) 41 鑑賞 などは、 から 0) M 12 一ななる 115.0 < 111-2 オレ 本党すか 方 げ が な 0) だ から 中家 1) Ų, ٤ 欠"是" 智はは と思い に娯 無二 別され物され P 攤 での いまで これ 1) 0 或は讀書 扱きか 5 7 罪以で いくのです。 處 故 變 妙い 買か 25 りに関う 1) ひず 考先 よ。 ツは社會の だと \$L (1) 111-11 趣! の事に興味 たり 持有 0 カュ 味 高的な藝術 遊っ 妙道 海京何と 何先 ts 實業界 なぞを持つや げ かいい 11 罪ですかな わ 11 の人気 まし

1 32.00 其はから。 ぞは、 HF13 な。 き川 らら 11:40 ま 啊の喉と 文學士は かも 8 7 たい 幸美 细儿 福門 時点に 奥な だ から ま ٤ わ 勝台 神学 4 いざと 手 深刻 33 15 22 吸すひ B 0 ıi: して見る do 込んから 3 や成な んだだ 事を 12 3 が た煙草の煙を 111 と、私なん is 來 を 7

ぢ す 君家 か。 à K 此頃はさつに時は隨分御 は 盛 T5 " 1) やう 36 出。 掛 0 L H た 15 ts 75 12 2 1) オレ

0 どう 法等 す。 何言 0) か 秋等 もうこ 新的 さら ŋ 好人 四上 龙 L 年記も お見 たん ¥0° 開 きに -( + 1) 0 なる 遊び ریم ま な悲 4 んよ、たと な は 0 · C.

打っ理りで 乃ない ب を 此一云小 化上 7 0 4 敢为 ナス 舞き IJ 家い 規きか 脱る 残りば 350 7 日に記念 飲のに K L ば 7 な社場 則を 75 3. 75 ~~ ŋ 15 H を 得う 行物 0 不完 た 大灌 L は 25 を L み だ を 資陰 たが 7 7 明 會記 る る 60 敢為 ₹ ° 通り 7 カュ ち 圣 ょ 力 素は い為た 組その 4 時等 主 5 いたはい カン ま おらかいる が特合 -C: 也 網邊 る 3 数 ま あ 0) 宋祖 形比 す。 徐 0) 定差 3 却合 1) 7 方常 17 或す 程管 れ カン ぢ ds は ま は 出。一 だ た では 自己 نهد 0) 雅なく 場は t 0) 0 懐な 來すな 體に 花柳 375 行 御 力 新 曲号 15 そ 付 る オレ カュ は 位為 神経は では、女は、女は、女 ま きない -カン きましいか カン 如 於にて 食た 界かい 5 7 なく な 75 Ì 堅苦し 江龙 0 0 が す 行い は 0 0 ۲ 女を 敢为 0 をは、た私を 5 良多な取りなるなど 中等 默芸 通信 0 何兖 FIE 正是 藝艺 7 カン 礼 欲馬 6 0 0 ふ料語 4. から 夜の十二 夜 0 れ ij 何答 收节 0 は L 7 政首 20 時等 7 怒 ア思出 雷 部 だ 7 0 d. 6.5 客樣 庭。 い馴染んで し得ざる る 持的 誇ら 何され 良よ 17 夫が 結ち婚え D 沙室 き チ 所言 た 一處 が 食だべ 0 15 から に、良い原 E を ts 白也 图 オニ 時也 のどう 疲忍 IJ Tã. K あ だと 6 女を見えす 慣れには 分がを V 事 TE チ 12 婦石 B れ

るというない。 都とが 要をてき 生き 本き 區へか 平介るられ なぞと 風言ける 12 香 ľ でも する さら 5 L 手飞 す だ 8 力 可か上京 6 7 ょ 15 カン なれ 3 13 75 な な文明を持つざるを得な 子が ٤ は 测点 5 膨っは 0 3 開心 0 B 0 云 落礼 川だっ がをという ふ卑俗 私な 平心野 とに、 身み 湯ゆ 道様 んで 6. ... 界的 0) 0 5 12 上京は 15 がはなけれ 通り 0) 萬気 -語と 得之 話か 過まふ が が た す る 遊ぎび 魚覧 寧じろ 存于 兩等 中多 狭過る ts. 6 だ 称二 な そ 和 15 るに 行ださ を -> 火火 類為 處 L < あ が 食を 0 Ļ は K れ を殺え 馬 性的 よる た 力》 FIL 寧ろ隠れ 過す 遊室 は あり 河加 15 る 秀で 1 間党 1) 4. 40 東 自じ到は 動きる T) Ti だ あ 0 き 11 銃じ ٤ のな 3 外には L 動等 17 7 は 吏 小はか 父まに 釣っ る た 3 過れ 感觉 此三 思蒙 i, 7 文》、整趣 車旅行 火し 止やに n 郷意士を 1) Z. 13 だ Flirtage ~ 0 情質 第 知上 修品 木豆 を 國色 ば 主 ap 供う Of thinterie ま を 0 れ 濰 IJ す 素人、人 (1) TS 5 た現代 0) 美で 以に 勝ら 伐き 返生 -( んで 10 TS IJ **証**場 新き生き たし な に陸海に 如儿 + だ 1) 10 負 會 涯 から 河岸 主 ×6 耽清 < 屈ら 代信 0 は 力上 な を 側はない。 4线 上きば 想是 書為 遊車的華 化 であるか 11 な を 過步 然か 理多 淵美 重是 15 は な 0) んで  $\equiv$ ね 弘 ٤ 6 3 子 1 オレ は を 激活 戸と 12 ね 大 辛記

0

革命に

移う

L

さる 6.

0

しま

を の使用した語 の使用した語 V.luptneux ho 風雪 憎に ば 寸 100 座市時也 敢って 11:0 3 Ł 主 The. 代言 喜 主 れ 談話 た語で 1 1t 15 115 1 願り ず 新建 1 -(0 奎 ¥. n 0 西二 新してませ 凡之 神に ラ き ds 國 Da 小說家 な近 -f: 1 1) 4 4 新 てい 共 北京 7 近に世に 國是一 取と 族 0 的端麗 110 云, 0 的影 Mar 其言 ば ٤ 態し 17 0) は 來心. 專門 事是 仕に時等 ガシ アルフィー ず、 様さ 去 遊覧を カン 賴防 ŋ 的言 カミ 主 突き ま 11 然支 IJ ۲ オレ な 樂り 主 愈 d. 江をせ 强 那な

ま 1 12

場 g) の小 ٤ 機され 合いた 6 F 0 云小 船品 本語 效 乘 所是 0 0) ٤ 生活 二人人 丹於 を 連和 見改 K 兩型 國行 L た其を 0 橋は

書るのたる 代だい地方の 7 五. 月からから 圣 20 0 随步 だけ 待草 11 も木だ 待に 合語的 此也 0 泊量 0) 5 晚览 往约 る 0 礼 牡門た 继 た 3 た 文 芝 居 各 丹先 0 75 III E だ。 は 1) 朝でで 8 其章 5 1 圖点 12 早時 日長の 散ち 6 舞は 0 小 出で 座 節か れ 會あ 胸紅數是 3 3 力= 25 2 \$ 開合閉をを た知し \$ 主 九 能に

ま

際は皆つまり のです。 其の女の價値を作してゐたのですが、たいしてきない。 説も手管も多うござんしたし、又天性と其の魚きって糸。なしてゐましたから、普通の夢妙よりは嘘も口。 近京た Critita のやうに、不聞し の為めと自分の身に積り積 淫婦だの毒婦だのと云はれ のでもなければ、又 Toyor Mérimée の描 ぬ欲求の念に日夜休みなく虐まれてゐるといふ のやうな、我ながら測る事の田來ない、底知れ 終った事も ·i. 肉然を極點まで擾亂させ、 け込んで男の真情を底の底から飜弄し、其の 10 男を浮む瀬のない唯落のどん底まで がまるに落籍さして安宅に関って置いたんで 常人の性質はそれほどに養澤を欲するのち やら Pierro Louys が寫した之れも西班牙の女 のです。例へばZolaの描いた女優Nama ざと云ふ間際にぶいと振り捨てく 製からず好奇心を起し 二三度人の妾にもなつて悪竦に男を あるさらですが、それは食慾な機力 牙の毒婦 Curm n のやうに、または 其様恐っ いものです。 カルメン しい女だやない つた借金の爲めなん るほどの女ぢやない 三十をニッニッも た男の出來心に 步四 たのですが、食 二歩知り です。ぶ 沈めさ 行つて 心らぬ -}-

郎急

たよ。私がそろく厭き出して外の aretreを自分から減して行く事に汲々としてゐ だのとばふ見てこの種類の不正な女の Ruison 爪彈だの、薄化種だの、引掛帶だの、寐亂 姿っなを 會の徽章でも下げたがるやうになつて來た。 様子までを別に東京 やめて一月二月と日数がたつと段々に風俗から ませんか。大れ大けならまだい」です。 かと却つて向う せんか られば生きてゐられないと云ふやうな女は世 さら るやうな譯なんです。昔の草双紙などを見ると だ少いやうです から れるやらになると、此れなり捨てら には、一體あるした不規則な猥雑な生活を送 でもないやうですがね、此の頃の藝妓や女 いつまでも逃げずに柔順 奥様風にして、途には愛國婦人 から心配する位なんちゃ ね カ ル メンは歌ふぢやあり しくしてゐまし 女に眼 は 右毛 世 さる

Et surtout la chose emvrante, Pour pays l'univers, le ur loi la Le ciel ouvert, la vie errante Lù-b.8. La liberté! Là-bar, tu me suivrais là-bas si tu m'aimais, La liberté !

ます。

吾々が飼犬に

へるだけの自

見渡 2 宇宙はわが風提 ۲i i# ッわけ嬉し す た きも 所 定めぬさす 少とて 少人 7,5

私と一所に行 定めず: いしゃんせ。彼方道く

心から好いた惚れたと云はんすならば、

た。 ふと、 そして到頭堅暴の男を浮浪人の群の中へ引込 には、どうしても文明の時内に路調 ふのはどうして買ったら 物語にさへ、「真波あ た私の婆妓と來たら、少し身が樂 んで故郷の親も家も血統をも捨てさしてしま て、今だに古風な山賊の横行を見るといふぢや の出來な かざるを得ませんね。 業婦なぞけ あ やうですが、元々善良 愚鈍な受動的な日本の醜 のぢやな りませんか。日本の暖業婦は海外に雄飛する ところが何うでせう。御人層な評判を取 家なぞは真面目にいろ!~心配してゐる もう い宿命的なる不撓不屈の滑 い、雄飛させられるほど柔順なんです 銀行の通帳ば 救済しようと思 なた明船へ 南部伊太利亞の人種の血 可んでせら。 かりひ へば、いつでも救済 倉社の株 オム 15 してゐる事 なったと思 實に ツて云 驚

行的

川蒸汽

船、そ

から上京

する

の混乱雑ぎ

He

す

た様な後橋へ経間なくない。

眺京

7

る。

資品

町 九

0

方の岸が次

<

なる

乗の 隣な 煙管を持つ 7= ŋ たの を急に かき に元気を 船药 船が ま -) ٤ 話 益 背を 主 して居たが、自 なだけれ 順 1 7 11 7 吸力 跨 いが整 跳ん 5 か。 け

する れて 船設 0 H 0 1135 6 ま 中から見上 ますよ、 オレ 云な用だ ば だらうと カン 折角的 上尚 すと IJ 本が げ L ると岸 思想つ 船 か見る ると岸の石垣がの人を呼びい 5 0 頭影 牡丹行、 ええな 1t た 付っく す 0 10 で、 40 磨を水に入れていた。 時也 時分には日が暮らが、 が高熱 HIT カン ます け いの Ĭ, で往り 出で れ 場ば

IJ たば 丁度夕潮の満渡るりの上へ煙草盆まで 旦だな 7 早然まで 氣候に 持ち なり 111 去 L てく た。 圣, W te 0 海ネ

ŋ

力。

刑者 0 11 明 れて 船門頭 孤多 行の オレ が が 種品 人がいく 0 p 搖れ ギ 6. 75  $\exists$ る頃 何となく遠 な 0 力がで たり がら 所が浮んでき \$6 前後に 船はどうこ 進江 る欄干に 0 んで 4. 懐ち 触う 亦 る は 70 L" × do を 押るや Ł. 0 子供 れて橋に横で れて 云つ 現代を 3. おきから 7 の時 摇 見て居っ 理り川龍

に役び 書るがに のがへと 向岸 を辿り がだんく 低 屋中 らく彼ひ 根如 0 姚승 12 1:3 短さつて居る 6. に対象 んで 動信 ねる ねる大き かい 來る。 1) の関告 生活 水等 は

背負つ 合産し の上をば 川彦に夕 小祭 0) に夕日で 引き 燥切り た商人體の 主 渡船 低く あ で來た時一日へ渡 から 渦巻き けて、帽子も 船には浅黄 i. ながら立気 の男と給い \$ 木綿? な新大橋の 短から 知の胸を腹巻の見える細の大きな四角な包を没る波船と破ぎるできな四角な包を没る波船と破でてきない場合に ぬ遊人らし ってゐる。 彼方から 丁度河流 が指 り製造

> を 廻点

更に烈しく左右に搖れる情波で、自分達の早 で横波で 垣が行ってい 好い程度 関を丁に のが能く見えた。 屋ら から往來ま 0 男が乗つて 大口に近付く -F 2 しい 塀心 た欄子 W 自分達の早船も、 新たら ら 0 1 も創意 居た。 る最 い二階立の家が並 早記録は 銀杏返の女が二人 が出る。 が出る。 が出る。 が出る。 が出る。 が出る。 が出る。 が出る。 が出る。 が出る。 が出る。 が出る。 が出る。 が出る。 が出る。 が出る。 が出る。 が出る。 が出る。 が出る。 が出る。 が出る。 が出る。 が出る。 が出る。 が出る。 が出る。 が出る。 が出る。 が出る。 が出る。 がれる。 もれる。 がれる。 がれる。 もれる。 もれる。 もれる。 もれる。 もれる。 もれる。 もれる。 もれ。 もれ。 もれ。 もれる。 もれ。 もれる。 もれる。 もれる。 もれる。 もれる。 もれ。 も、 も、 も、 も、 も。 も。 。 船が頭 船は船首の失った 共一の が 突然大學 時通 底に 上北 た発言に地です り過ぎる蒸汽船 かれたますが、 平い渡船は箱 んで 1/2 なって 0) 流流 に小い 0 れ 游车 料等堅存 を

今日 女はな ま は 40 天氣 どころか怖るく んだ。

> ころへ集をく 0 何だ、 旦克 と自じ 5 主 分分 から 3 きく な Ł 淫 船 賣 頭岩 屋 6 嘲声 *t*-調

た煙草を出 1/2 れ 一ツカを入りできた。 ij 肌なな 撤信 風をして自己 分分 を

な

たり 草を と見る るる。重に石炭炭炭 の間に いて づく グッと一と 繋が つって 打 船翁 オレ 元えてどの に立法 に置い 居る んは 限等 0 中奈に れて居る。 カン りさまんへ た橋を!じ 場場 珍しい 割切 た窓に もあが に這人 U. 船舎で 3 る。 b 丁度仕 を焚く 空を見て居る 10 4. y. の荷を 火を焚き飯櫃 ప 始がない 共产 女房は見を背 船が *†*-れ れ 頭 狭葉 が、 た 取り カュ を t, て居る。川水で汗を抗は、酸、ヘレヤがんで煙 は カン 事に すぐに -0 能家 机等 煙場 -0 8 82 を渋 荷に 期間 舟台 まひ終った。 心に 負っ 用詹 11 には が橋に 石竹竹 水等 ひ が强くあ なぞし たま」 水学 大木礼 の下点 とな 處

さうさ。

-

小

移う 76 L だ わ 力 又思想 浮き世 離 L れ 000 0 3 HI 分分 がに

を

17 ない から Ts. ぜ。 5 75

Z たけ 社 £ 然 L 自当 B 15 L カン

さら

て、 人完成 13 ŋ 間為 をだ 河岸 から 柳橋 Oi 面も 欄子 しむり風 B が 何先 人 ٤ ď, Ist.

今は途絶 子な神にを真ち する つれ 0 はない。 できない。 でもない。 でもな、 をもな、 をもな、 をもな。 をもな、 をもな、 をもな、 をもな、 をもな、 をもな、 をもな、 をもな、 をもな、 をもな、 遊店 なり 角が 川性の だけ 夕方がた たにた 面機に 門在 手飞 口名 オレ か L 0 から、正面に開ける 風かぜ れんだ夕陽を 正常 赦言 る。 夕暮 15 L 岸に近紫 ゆら 12 白岩 行 は あ 行きが 石にがまれ 層を 10 た 0 K 水は猶 雲を 3 割次 リ れて 思想る の兩側 河沙 江 い変に はかか 藝!、居<sup>2</sup> 妓!。な 。 が 礼 0 口口 明く 如心 刻行 更 水学で美元 7 7 一の色とい た。は 本人 動意 女きら やう 屋中 荷片 今日からか 40 大灌 何船で 今だ 小 L ば な ŋ 痩 なく、雲の動と L 7 B ŋ カン や小舟の輻湊 如いせ 往雲の 行的 0 は、遠接 次に第 居る ŋ 40 何かた かったっと 何にも頼のなりを別ないといる。 磨 神田川原 がに薄乳 0 の村雲 は いた硝 其。化の 所名人と 対応 落本に の 明かり 眺望 秋艺 其\* < れ 0 永等 B

行

オレ

んは

輕な

を

0

东

省があか

数に二次を 着た生玉 込みれたま 日等の 幅的 7 行《。 信息 高の音 ~ 0 大震 形艺 半玉が、早足に柳のとなると、はない、はない。はない。 たきなだ 音4 HI カン かないたのを子は 度とに 毛遊 其を 9 IJ ま 置为 皮を敷か 礼. 見な 根ね をば通じ 訓言 4. 7 敷いた漆塗の変かない柳光亭のだかない柳光亭のだっ あ 供答 0 13 してない。 た。 が 为50 電の本す 0 カッ か を な友になるのでは、 な友になるない。 の後を取った 垂作 り りな技様な IJ. 新なり出され 0 0) ď. 付 から 0 のた。外を が 人力車の外には 珍 追放排 雨意幾分 6 ٤ 1C 31385 挺心 蹴り 船艺 川龍

を明めるとなった。 小すぐれ 家へ歸 重 せら。」小 0) がっ 3 歩き出 き出した。 れ 75 玉山 さう 2 0 工,小 -C: は 打口 分龙 う ₩. · は 大震 通

待ちから からから 人で 物が 間法用 る。 自じ 分龙 廣は 問点 自也 大翟 にだ 通信 20 カンリ る荷車 主張を だ。 此方際品 6 小なる 川沿 交き う 自己 なぞで 通言 15 分だ 体学は を、手で L 女をつ で非常に ・ 電車の行 まず TI 4. 活 隔 近党が 雕 動し 行交の 0 から 0 待合 かなな 食いない はまない はままれば 変をを あ -) L から る 111-15 居る を

おは今日までに見盡したない。昨年に感動するでもない。昨年に感動するでもない。昨 婚がま らう 方き 自っ つ と, 向き分え 時等に、 Ha ŧ け 思返 動き 111-4 21 0 な 日号層の E 暮( 間技 ٤ 0 る。 に感ず す 遊湯 其中 は \$ 別らに 別るく を悔わ な氣意 何里 わ 門處に放った。 (1) み與を 心でいる 運 唯作 悟らか n. 沖ら 其一 カ・ 音い ,+ を る人工 都と 惜 を深か が 静り 0 0 0 が B L -重 也 0 2 歌樂 ま to 別公々〈 水の流 0 を C 自也

船がすると 手であぶ 行 0 ツ小 引ひ 見よ きれ 45 7 の牡丹・・・大人四錢。」と響んが河端に立てた豊札の女 0 apo って電 カン 線艺 路 を 横き 讀な文を 切出 0

カミ 女龙 は 行的 0 き すま K 砂 15. 45 まだ私一度 を 0 HITE 事是

掛等 を 渡りが多いの 着 是 为 治 一人は 薬の い傳馬 x た - | -1) 其 t 0 C ス 0) あ TI 傳っただ ŋ 石質 + 船差 " 0 頭色 掛 1:3 1,t 班, 文学 を 极兴 6 敷し 學行 (2) 步為 4. 12 腹時 み

なしでも

名せるでせら

ね

前

はどらだ。

役者も買ひ飽きたと

云つたぢ

馬塔 鹿か 0 رَمِد 75 先次の なく 面白くも 時たま、 へえさら 々 嬉れ しく 中は人から冷笑か くツで堪らな あ 何をとも です なたの事なん かと ない か ば 6 わ カン カン t 36 ŋ 9 金を賞 ぞ云い たけ 6 れ たり 村 7 れ 出栏 何答 もう E 0 3 カン 可をれた この す y, 3 真まっ

然し其れで居て、いざ一緒になつて見ると矢張しかった。 できたくさ。 駄目なんだ。 世步 中でも 來たら 何て云 人の噂なんぞもう珍 ひたいわね、 いでせう。 ね。 響ってき しく 15 41 な。 三き

ち Ų. つまらないさ。 やつまら 中に忘れてし に勝手な事を云ふ だらう。 然かし

餘程利口 だ も 人で又欠仲をし カン なた見たやうに、道樂を なしで落け 力。 其様事を考へるよりいつそ男も色 ¥, せる に量見をきめた方が、 考於 82 いた人ない 次第で。

> つて云ふ うに雅 で暮せるでせうよ。 相に泣いたり笑つたり って。 我慢が出來なか ーそ 「特から捨て ちゃ 役者 75 れもほんの どこか遠い山ン だわ。ねえあなた、旧舎で暮 い人が見當られ 唯だ。 V やかつ として として 6 つった 営分が 礼 役者と亭上 ち だけ なけ ま だ。 から・・・・。 中なっで L 置か 箱は てる れば、 れ 世間以 根にだって ども ٤ のを見る は遊 離れて・・・。」 して見なく つてよ。」 ٤ 一週間と ほ んと

直を車を少さしば、流をは た傳馬船に早船を着け けて の溜り しばかり物揚場に 船頭が一旦那 11:1 様う 、姓仁寺 あ がないねえ、じ 場が見えた。 山道 理の門口に牡丹園と書いた見えた。上ると狭い往來を 学を たって居てい た。 カン れ け " 7 河かけは 荷船 其の は倉庫の間 0 向就 間空 らに人力 たれだ を隔て に浮る が カン

の間を傾つて行くと、雨を防ぐ低い間を選入り、大きな古木の鉢物を行うできる。自分は女と二人で水部りをら門を選入り、大きな古木の鉢物を行うできる。 井に夕暮の光を遮つた奥庭は一 あ た。 丁度二三 人の女中が方々に 面汽に 往 鄉 低い複籤の を りをよけなが 並答 は随分泥濘 もう 釣し た庭石 真暗で たちラ

一名物に日金

邻次

1)

歸らう。

水

の牡丹で、

たつた此

れだ

け

事なか

然し大方は 彼方の花もな で無い 付けた牡丹の花 な化薬を 居ると風もなければ歩く人のの心に流れ通ふやうな気がし から湧出し 勢と倦怠の情は、庭中の衰へた花の一輪づつ たなら 既に情なく色褪 に朦朧として催に夕闇 と時に の主に 止まる て居る。張い日の光や爽かな風に晒 つて来ない。外ン 中学学 支 火を 節ぎが って聞え 滑さり やりに今日までの盛りを保たせた深い疲 疾に激く散つて了つたものを、人の力 學が折々は 0 絶え間 つけ して、丁度其れに能く似た自 d. 過ぎたのとで、 此方の花も、云合したやうに重さら もう散 あり 心んですふ 迎清 なし 他めて恋ば、 品なく落す。 つて はおり は折からの ば、 れば北く人の足音もないのに、 河岸通り IJ 居る かけてゐる。散ら ラ 、しく人児 ひもあ 0 ととろで ·7° カン 事物 りでは依然と 花は海ら ij 0 物心 りが照く大き の人は一人も這人 光彩 る た。 数の増えるらしく ら浮出 心達 は黒糸 列きを 停立んで見て 時で間次 た自分注二人 たかない集酔 が、集の面に して 門して置い へきく ない花も 高が遅いら プのひ して 來た。

た事もある。然し半年ほどで相談の上女は元と、自分は小れんと二人で一時築地へ家を持た。自分は一人で一時築地へ家を持た。自分は一人では、

あ なた、もう一 度私と家を持つて見な 4. 事是:

先見たやらに直き飽きてしまふよ。 やです やな事は ない。だけれども矢張り 駄目だ

お前が三十四 なつて暮しの苦勢なんかし さう 何をしても、もうつまらないんだよ。 ねえ、でも私藝妓して居てもつまらない 僕が三十五六になるまで、もう三四 たら猶つまら 女房に ない。

年は矢張り若い気で、浮いて暮した方がと云ふ

お前も承知の上で彼處の看板を借りて見

6

5 つてる かと思つたの そ んぢやないか。 れアさらですけれど、どうかする 矢張りもう内儀さんでくすぶつて仕舞は 時より 却てあなたにも御厄介を のと家を持 かけ る

何々さん 勢と來たら實際馬鹿々々しくて は茶屋小屋の勘定は惜しくないが、 其れも思くはないがね、一 よ。 お前だつて、何々さんの總見だとか、 のお弘めだとか、どこそこの付属だな 度道樂し 出來たも 生芸術の 生活の苦 んち P

> 届書だとか、何と ふぢや無いか。 んて云ふと、簡分よく氣をつ 「私達は何時まで かぶふと、 經つたつて 夫婦になれっこ無 ぢ 17 きに閉口し る が、水道部 ちま

うとも思はな 自然 を云つたりする中が花さ、二人とも夫婦なんぞ みに未練がなくなればいくんだ。 年をとれば になってもなら もされやし 「さう云つたも 「つまらない世の わ と泄着いて一緒になつて居られるよ。」 ね ないかと心配したり苦勢したりない 無くなればいるの 7 0 ないでも、 のでもないさ。 一一一 中爱 惚れようとも惚 何うでもよくなれ 300 つまりもう少し 。 お五に浮氣で をがい で 発し れ ば

真書 女の子までが加つて雨方の岸から負けず劣ら りの子供が群れ集り、其の中には男に劣ら 干にも子供が蟻のやうに集つて騒 の上のみならず物揚場の ぬ中に又他の橋が現は つとなく掛つてゐる。一ツの橋をくじるか潛ら うへ 電車の通る二ノ橋を越すと何處まで行あいつまらないさ。一 な河魚には同じ やうな木造 れて來る。何れの橋の欄 やうな空地に 低い橋 いで居る。橋 にも思妙盛 がいく

性は対すると

まで・・・

一分までまだ徐程

あ

あ

オレ

が

橋だらう

もら大江

L た事

は

向ま 河が岸上

頭がず

たいことのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これの 暗い。橋の袂の處々に竹屋の竹竿が幾束にもない。橋の袂の處々に竹屋の竹竿が幾束にもる薄屋根の形に美しく新を積上げた物陰はもる薄々れる窓ので美しく香が気が 自分等 色が先刻よりも餘程赤く見えるやうになった。 自い壁の色が鮮かに澄み、荷船の物気る焰とと、なり、塩や、ナーでである。とは一般えた夕暮は低に沈み返つて、水に映る倉庫の生き、生き、生き、大き、大き、大き、大き、大き、大き、大き、大き、大き、大き、大き 撃は水を渡り岸に傳って後 倦み疲れて薄べ つて立掛けてあるのが、夕方の空に對して 「この川、何處まで 互称につ が舟の進みを急すやうに も眺望は少しの變化をも示さないので、 學 色が鮮かに澄み、 0) かぎり喚き合つてゐる。其の金切 n 腰が痛 から追掛か れる心持も今では 思なれれ けて外て 何思 門處まで

自分は小 どうだね。 れんと共に欠伸を噛み もう役者なんぞ買って見る氣はな L

0)

B

ま

統

300

見み

邪氣に 大き、勢い 0 L 0 海子 障し 76 女に 14 も、売海 ち 中 F 贅澤に、 任 0 何先に 贈りたせ do-¥, 8 知らず ゎ 自おの 7 が か 虚に、 ま に、立た 線る ~ て どけ 物系 連 なく V. る 姫君芸 内容 ŋ 無も然が敷き

よう 中原 L 夜中 11 8 111 時代古 機なっても 馴な か オト ٤ 度な は 奥庭证 飯好 Ist. ٤ L 括 兩手 處に 金一位 2, から र्नेड 12 8 B 1I 3 0 師一 7 0 倉台 送花 対なな 主 なく べずに閉か 又をは とて、 い込 p 00 0 7 (2) さんを 縛上 外を格響の子し みがが 身に ま 御版 とてい かかなさもなっ と送らい ガ つてく 坂と 国主 真暗 込め 0 って、何というも薄らぐこの 6 おか 玄 稽古が 世 な合 た れ 倉の時 眼ら 泣な ず ま 3 n 0 き 0 た ナ TI 選好の は料は 2 جي かり締めを ふって L だとて、 が結婚 る みに、 ま 17 私 思し倉は 日宝 7 礼 15 E は

れの経常繪を付っの 等。狂夢ののははない出だい。 言言補言ない出だい。 のなる論語が行きし、古 末刻:: く滅びて、 處一時で人ど B 代だ かられて 行 補言 衣。 \$ (2) ねた名かれもで 聞き 古言 折芝居 7 4. Ł 包と 朱峰の L 主 0 L 道なり 蝕 ま 知しの 具 ふき 何一年 を 0 V) あ 0) de ちかんぎし 樂がた 心学 煙花草 た 残? ま る 遊女 物為 0 古言 社 しし is よ 7 女の形見だと、後で私はないないと、私の養家に他へ ツへ 42 、行つて見た 衣裳や、 1) オレ + ただ。きらびゃ もう。 其を冷湯のいた 循ほ は果敢く 持主 港的 大道 0 古言 が道言 きな長持、隣 剝は ま か 人玩说 な意然 V 具 網等 身の行とないのみにのみ 本を 7 助於 は 其

胸站 人も 吾れ々〈 生命な る のも怪意 ば 配っ しな るを れ 窓た だ 4. 明と云ふ作 渡が 8 を 力。 質の聴き見る 私な 文郷節を語れるから渡つ は 山意 生い 否れ 家か き 故京 つ 々 絶ぼ 0 7 生智能 來た育 た。 其その る る 間如 幾世紀 單左 知し 純光 る 樂人 ÀL J. 出意 る の東語 0) 0 限等 行い 庭等 de de は 間点はだ ŋ から 0 す。

女達を 25 75 は、 た時 前き 詩し 七点 事员 ٤ 心と、過ぎ去 1-カン 相意 15 手 小院 反法 都 映 凡是 緑売等 な事例を 及のタ方、 0 さ 物等 七夕祭 どうし が 川来る 私是小 0 胸程に -0 红 美 條質知り

## 女のととば

よ。 に一今日 秘以 玄 | 密の 早を 達を رخد 植丛 私かた たば す。 ま 足をに 40 お客さんで 私なは ٤ あ カュ は 插言 の酸を 北岛 1) 11 る 不5 開発するないで 何等 用金で、 カ 6. 雕艺 間と を よく 一行く人の に居たっ遠慮な 職さ + 庭证 質問 と手で回 合めひ 植込 人心 夕日 111-の好奇心に変 を 姿を見付けて、何事 弱さん 手で 东 3> -0 を き 山子 0 な解でき 酸をば 北洋 (2) L 10 カン む 女の 容言 ひとろび 17 恐 111-2 かう る に女生 寺。んで を 华 7 11.5

### 短数

## 男の

衰まると 物的新於 眠热 て 3 空想だけ. 少等年 ら 0 やう \$L 及酷な恐ろ が な のない 同時に な話 才 の頭 手枕の いではとて 夜上 後の、間影 觸 を柔い V ゥ を聞き また、私心か 私 物的 お前式 0 い、ま 2 かしてく 7= だ。緑人よ。 もあの若いな 44 00 詩を讀 fi 時等 で カミ たき 5 Bergen o な話 で、長額 不既症 故道 けさ みからた カ. 肥密を囁く. めがため む を を近寄 む時のやうな戦慄 4 新進作 12 125 い、京原 開 とこま どう き た製作 カン ない道像 カシ のはい 废品 0) 作家が 私だ 7 の耳染に 間會 間炎 つた神經 ぞお前 せて、 私自身 心やら 同意 いてるい を仕 かの書か さんなぎっ 0) 連 のの夢 やら L 1.6 cope 0 礼

と深けて 小声 金差り五字の東京の 百合が、夜露 50 鼠 心に 甍に 窓を降るる其 らば、 つて、どこ H 其心 を打造 至 × にはこの前に の外の夜の光は、白いおのぬ入様の夜の重苦しさい 外の夜 徳えてと 吸い 瓣 乱 が とし 薄さく どら 仕しの 4. 0 Ŀ 6. を < 随 4:12 放電 開門 方空 よ。 いい 窓 包息 れ 400 ह ない れて、 えたペン た竹像 電気電気 0 カン をはいれ カ・ ま け、 るで 力》 がな 最 、名をつい なな ぼ (2) との 0) から 0) 取早今日の 潤意 小二を い、寧そ 誰に た。 がき 精散つ また米八、 L 7 して 温か E か、四種生 を消 15 窓の外を に思い 見みる 5 N 0 2 L ン草の花 0 層を言語 たばの 線列目 やらに 3 -ME 4 た 東京 11 て天井か お前 批准 カン が るるば L **\$**, 力なる屋根ので で買った と丹次郎が の話を してゐる時分 がま な 0 度: れ には やう . . . . . . 先等 (1) からぶら 0 一句ない ni つた真白な鐵砲 1) 0) が後に 暦夢 現 かり 71: 1 思。 共一の 無な を æ, 窓を 返 X. は 75 と云ふな 行。厚きる ぼ ル 添言 カコ L 豪がる L 下意 が 其その 描記 を得る 行燈 つてね 0 0 6 6 b 1 哈台 いった やう あ 聞き 力。 沙" は 40

礼 私意 祖心心心的を躍された。 機細な然に鋭いな け。 10 前 0 爪先 0 地んで

主

## 女のことば

屋の縁を 費はおき の色彩を 屋でに、か しいっ 変統できる。 までもなく夏の夕か湯 抱、 れ 歌を切つてゐましな 家先で、まだ燈火な 私 から 行" の内無妓達幾人 なる古る 0 しい まだ燈点 たとの 波象 の情報に明 0) y, 4. 存も 5 173 -) 无為 暗台 け 上京 ず、 うの時 -3-IJ 古書い 北馬 の深刻 心して 明治 大部から 小海路 外をる から養女に 海点に る時を養生 臨る

港の古い 八重櫻散る華美な舞豪と事達引と喧嘩に名を賣る江戸 た小女郎の頭に、手 た行燈 頭に から はし きまん 話は恐咤 編 手拍子 -15 0 13 が宗した 遊女是 な景色 がこんが づっに、 胸寫 打つ (2) いって 生の趣は、河東節の清搔賑かになる。 ないない ないない かきぎ まなないない この 繋換でつける鏡の曇り。 言いない がとぎれ かえず シム 燈火を消 博生をの はかいまで 舞なひ きょ と事變 の騒ぐ原間の 海流 居 成の一群が毛 L ŋ 店先の朦朧 浮び川 た開場 そく 町ま 0) 烟臺 山京 計功 何先と 物社は思考、 る 潮 \$0 かか

短かよ

夜を話

明語

礼

\$3

B

もま

前点

たま 生命もからん~隙を窺つて逃げ出しはしたものとの。 よき 気が ときで云放つた。小菊はしているやうに 弄 べとまで云放つた。小菊は 女を縛つて蚊遣火の松葉いぶ ひま の子分を呼んで、其女を哭れてやる いのを知 たしても思い立つ恐ろしい復生でもと立て通す。第4 駈け込んで 博徒 り、幾里の夜道を町はづれなるだ寺 果りに誰れ一人庇つてくれる ٦ 身みは 親舞 任せてる 方に根引きさ なり思髪を切り落してしま 荒くれた男の 復讐の段取。或夜 し、其の がら、心の意地 れた小弱は、 から、特な 果は大勢 怨みは y. 0

ľ

30

## 男のことば

女のことば

城さ

まれ、毎日吹きつどく北風 る前点の すやうに忘 に響く太鼓のやうな波の音に交って、 三年は過ぎた。かしましい一時の喰も搔き消 悲しい船歌の途感したやらに聞えて來る船着 0 方からは、群れ集る島の鳴聲一際騒しく、 年の秋の暮。傾く日光は荒海の霧につい れられて、丁度私の養家が破産す の激情 しさ。 神の方弦が をりく

を

つ長い供に顔を厳ひましたなも念に、風に途切れる。 鉢の中に、 調な音樂が、私の養家の店先にはあるした商をなる。など、など、なか、なななない。など、など、なが、なないない。 関巡禮の小娘の御添歌、善光寺参りの壁の秋の暮。それをば一層悲しく不安にさせる西の秋の暮。それをば一層悲しく不安にさせる西にはなるい天災の前兆かと思はれる片等のた北の國 古くから居る店の男が、さし出す一人の尼の托を書前に、撃を撤へて立正った尼の四五人づれ。半点に、離を撤へて立正った尼の四五人づれ。 念佛その他虚無僧、行者のたぐひに至るまで、 町々の古い人家の軒裏には、燕の群れが、 賣柄とて、殊更絶え間なく引きつべく。折から やうに に二階の女達は、われもくといいけ な沈鈴 其の時は既におそく、たの一行は もなく昔の小菊 れる季節の態格が、毎年きまつて何か知ら恐 23 111 5: もなく視き見た深い編笠の ます。珍しくはない。毎年同じ の音ばかりを残して行った。 つてしまつて、相變らずの北風に つながり合つて早くも南へ渡る和談をは おひねりを入れ 度に涙を啜つて泣き始め であったとか。店の男の れる。の音に脊伸びをし ようとする時 117% 女達は それは間違ひ しやらに緑返 門うの ŋ 唯京や たの 知ら 云いひ 何党の 柳草 横町 たが、 台市 せ

後の幸福の幸福の 後生の覺悟もわるく死ぬのだらう。 なつて死ぬのだらう。どんなに悶え苦しんで、 5. 継には不幸であった他の遊女小菊は、 それ の死し がな最後の安息 別を見付け を 思ふと私のやうな罪の身は今にどう 何たるかを悟道 だ 亡骸を見たものは滅多 つて しまつたのであ た。彼女は最 世にかく

## 女のことば

風。 入梅( まし 女達が連れ立つて朝参に なさい。 す。やさしい下 ない のやらに輝きながら薄く曇って、 あれ、 空の下に、面白さらなあの た。 夜やの いつの の今日もまた、 の襟元に浸み入る夜明けの間にか窓の外が白みか ・駄の響が聞え出 雨は降ら 外が自みかいつて水 行く 笑ふ際をお聞 0 まだ日 ないと見えま ~ (° 变 のけの冷たい せう。真珠 た。若然 の照ら

## 男のことば

酒が い岩衆 すとまじい香して車が橋を渡 が無河岸へ j あの人達の疲れない若 急ぐの だらう。夜毎 0 い力がおそろ た。成勢が 0 薄突と

話してくれる女達の日とも知れの傷じさを何とも知 まで \_° れる女達の口から聞きました。 私 は幼心 知しれ れずみにし 時初めて、 戀の

岩忠 麗な僧と古い港町 0 への想

## 女のことば

一人手向ふ なら、 れることに は か り、思ふやうにはならぬ女を憎しみ、親分は づく金づく 一更に いさら 1/2 夜ふけて二階で忍び逢ふの に四邊を憚り、若いお寺さまは離れ ~ が無き 1: = 10世間 たり B の名残りに小菊を見た後、夏の夕をない、ちょうないおうさまは脚れの小された。 1 地 0) に女を根引して連れて行く。 地の鬼神とも いき合ふげ まし があ かねて の横総慕に、 7=0 ま 若い美しい戀人のあ 逢は ら綽名さ-50 かり ねば 、忽ち盗瀬 でし 家はなっ れた恐ろ をば、 ならぬ二人が 忍んで來た た。 ¥ 其<sup>き</sup>いつも 派を断た のは唯た 誰に る 6

共に、今夜女を身受け ۱, ۱ ر ر 0) y やうにどやくと 造人つて來まし、今夜女を身受けする大一座のお 突然と秋が來るやうに肌寒くなる夜風 お客様

## 男のことば

て、 ズム心の情報 た竹を変える。 から語って より 後空 懸人よ。懸した二人のそれ い二丁歳の胸に喰ひ入つた其の物語の心持。想は時代と其に一時休まず變つて行くが、軟 いつ らぬ寒器さに、初 に送る此年月。人間の踏むべ 太棹のさはりの節を た晩。 彷徨ひ歩く も斯か さきに、いつとも 身も 話は、丁度此 聞かせた罪と情と因果の物語。思 0) みのけさを知 心もを た罪の巷の夜ふけ 好からでも 無宿の音樂者が、すがれた咽喉 思書 なく 7 踏むべき正しい道をはせる。あゝ十年を 177 頃る 私はは カ・ 聞き り、まだ一十 な 0) からさきは。 かうと がらに泣いた戦。 おそろし 彼のあこが から夜明へ い人達 する 年記 一歳にも い罪を が 別なれ がれと さし かけ 兆

時等方質の

植込みの際に姿をかくして、

薄ら

明り

づ

消えるが

如く店の暖簾を分けて

言。北馬行

國之

海邊の

夏の常とし

て、書中の暑さの後に

間もなく蔽ひかくる夜の暗さ。

開い 美し な 45 <del>\$</del>5 お寺さまは寒 0 か、秋季 の変ね V 淋ジ 中京都 ų. 放型に住 命の本山へ修業 以里に住むのが

> かれ 度と 行中 It, れて A) い男振。誘ひの せら.... あ 海京 りま 間ま *t=* 便了 か、 F IJ 1L かなく遺俗: を たと い故里の思出 た。今く 聞き きま 0) 11 の多な 低, コード、 おおさまに しま ti £ なり 東京の はれ 時に消えてしま 飲は東京へ 家门 して置くには情心たと噂するもの 風力 にには性性 旅行 カ・ れこ

## の

憶と云ふ綺麗な詩に造り上げて、東照られぬ夜の折々に二十歳の若いぬぶっ 高く はたま 慰が -い記憶の夢に敷へ、 IJ 然がし をも、或時は 快急 \$ さく 日味い酒の味を知り、きつと私と 新落 1 味に の美少 自分の れた しく、論悲しげに誇張 ねるであらう。 酔はら 総が 却つて捨てら の運命を物で 怨言 \$ と企 また自分から振捨てた をも、時三、たては嬉し てる事すらあ オレ ない 月より に造り な男の皮肉な心 して、せめての 事質を 身外 カ・ 酸す 同意 をは、 惋 4 とぶ 追力

## 女のことば

れに引き カ・  $\sim$ はたっと

て行り 事で 中

面筒筒 がま 散党 す 気で 11 な虚言 あ ŋ け 世 あり ŋ ま 4 ま カン

深が代表前をもからは、顧か日にてつ 残つての回 を、忘 0 7 7 勾言お離 7 ŧ6 馴な < 唯ただ 橋江 れ 向河岸 る は 75 0 No. 0 げ 嫋 4 廻らず 種語 L 濱町河岸 が病に ٤ 丁度 渡岩 水潭 自じ 橋に な 昔を忍し 0 動き 気を 1) 0 0 花火 ふ名響に 橋に 車上 とう K ま 頼たのも 事を が、もう ٤ 0 L 通告 が . 3: 駄 0 几色 ŋ い町中の 一時、 兩國橋 あ **駄目だらうと** 今かか えし ji E 永代橋 引込ん りまし 酢は 東京中 ば 12 が カン あ 堀割づ やら IJ な 僅な ŋ まで か七八 -ま ある あなた 1. 云 人と 下的 幾日脆品 å, 0 年党ひ 何

堀にれ 82 夜 美? 0 7 15 4. 0 夜点 る度を 景色 知し 12 0 ち 提\* 變は 0 腐さ つ たが決 \$ し云い 香港 は

> 遊れる 凝ら情なけ 慈む悲な 寺。 數字。 サルエび 所。 力。 を辿らて迷ひま 000 心など 川湾 \$ ・欠し 0 オレ まり MIS 0 1 弟信 情情 抜け L ち -٤ い夜はと共 界に烈は が儘なる しる 4 るない がてい 夜よ の心持も 打造 ね 場法 情 1) 1:" 皇身の げ かっ 調う 17 破垣 る け が、 花袋火 な は 知らず る夏等 L どう 4. 単衣の み 仇喜 (2) 0 しずな L 空をを 旗灌 の即海く、 と浸み入い 7 女の仇きなり 長 も、かなの 人の呼ば 路印横町 と気遣う

### 主 人

磨減した 京の市でをできるの市で 名させた 東京 なん そ れも特 植木と に、 0 40 た ぞの F 小意 小家は が は カン 到光置整 中部ら 古びに持と云ふ腹 あると言語を持ち 11 れた人を れ L な石塔の列、 カン た。古家 オレ 地 る となる 大能 Typ. 宇言 る 糖の の多な 其の 心心 植 11 要 る。 き荒 名なさ あ 2 が 行き 不 れた美術 1) 用。 L 倒点 λL 41 和果てた 東北た 本学 本学 は 、 南風に 0 公言園に すー 娶? 水電鉄 化 ま 町青 6.500 を云ふ い。東京 の方が ほ E 地步 心ば 東京

思言あっ ま せん。

若想見<sup>み</sup> 別差な 要を感 選がし die た其の際 を一切な で來る 女 け 0 12 るのと い男女の立跡で į, 世 写访 自也 0 分流 多 古家 を持ち い花は ず た 建装を 明洁 进地 夜上 る 0 65 身马 光をは のねか 町書 0 IJ 決ち る清 海洋 をば ので ti 0 漸らな の前、帰割の ね、迷ひ 上之 かが 煙点 暗さ す 幾に L 118: ぐ様等子と 0 川資 け 唯 0 駄た 年沒 てるま だ其そ き オレ 架け ば開 ふ人堂 何さ 0 れ 迷ま 處 ない たく 根に 學是 -0 0 つて行く先々 響だけ 木と 1 (7) も カン 精練には、 オレ 婚とうち かい きない 古家 0 た 生保は、 居 晚先 X. 處さ. 存完さ を持ち なく立答 迷ま ま 0 の越も せん。 清泥臭 何点 で 周星 閉る 4. は 一様町 ŧ 木き でも そ iès あて 時は、 共产

小説を御記して知れません。こ **全**いの ん似警 低温 私た Ŋ U 11 0 後に 慶福 だと -0 反とを談 見み 此一 されてし £, 一葛飾砂子 う 0 種は 詩材は最高 ま ては躊躇 U. ま

だらう。 にでも 身に取つて夜より か あの優し 眠 の頭を冷すだらう。堀割 の美さ 行からぢや無い ん である滿潮の水は、私の心を休める かう。 しく「東が白む横雲」を橋の上 下流 起きよう。仕方がないから 3 そして「落人」の れ なか 響の つたを な目的 夜明けの空氣 後を追うて、朝詣 のまだしん 0 のない やうに二人し には、 吾々も は残分 から みり

主

方きで きしき 天氣になりまし つて居ることでせう。 ŋ カン け た紅梅の梢に、 時節が來まし どうです、 さぞや あ 意が お宅 空点 0 0

すと、却て身 Va E 15 た古庭は北陸 抵死 啼くとでも云ひませら 31 がさ が増き いたり 島 が ŋ ŧ 啼 44 V カン 10 たり 時だら ح. L

地して見飽きて高散しますが、 はっき、仕立直しの一枚小補に着換へていまった。 性だわけもなく誘はれるやきなる。 日光がさし して着換 空間に HE しく着古した綿衣のよごれが我れながらも日に 引擎 あ今だにまだないの 歩いて來ました。 掛けて 0) のまる上 また突然に鏡の面を拭つ やう、暗く悲しく 四 一み古した家の隅々まで 元袖裏、裾前の肌ざは Ŧi. い箪笥の 町中の戀しさ。 見たいやうな気がし げる心持…… へて見る瞬間と云へ HE 込むやうに思は 存替 0 寒さる いまだに 夢が覺めません。 降り ·唯だわ から、新し 化よりも河岸の柳に燕のとなく誘はれるやうな心 ふらくと春の泥濘を 私は、 0 れて、一冬を無性ら ŋ ば、 俄に してなり 7., け た B 後きで しい着物を た雨の後、今 秋喜 其のひやりと やうな此 なく あの樟脳 暖气 て見た時の 手に 0 ま 3> 時长 中 何芒 と取りたり ん。 處 角ない の特 か梅 あ

着き 流気お 節だ ま 年もも ī は 去年も、とうく 五に十年芸 あ の通り塵だらけになつてゐます。 の著心地はどうでし 御覧なさ の初夏の初給の 私智 梅見に 0 4, 周 羽は総背 カコ オレ から け 杉 おりいま なくなり も着ない あ 0 75 調う

> と二人橋本で 門と 7= は नीरि 時頃 0

> > 0

丽响

明是

月の光に、待乳を見渡す四の夜道を向島まで突切るよ が続し 萩煌であ 0 松寺の飾り。これさへい 大水に、萩も秋草も皆腐 い夕日を吹 橋とかか か三年前。薄曇りの秋の 脱気 突切ると、思ひ 0 = S) 限其四 がて蟲の から溝川に落ちる場 つてしまひまし 加京然 音の多 B 其の H い四次

不利

明於面部

### 主

用馬 本が 朝鮮を取 0 た騒も そ 0 뗈 0

事: 0 7., いて 智年 0 春場 には 吉原 カン B 山乡 谷\* (1) 火衫

知ら 頃言 \* 造さ の事と是 りに その代り日本橋 ま な す 趣か こんな話をしてゐる中にも私なぞの 1) 處言 見えます。 ま L 礼新. 帝に國る 世の中は驚くほど變つて行ない。 劇場の舞臺開きもその opo や四つは増え 七四十

る誠を强るのは無理でせう。 され女に終り取りの薫りを発してゐます。 され女に終り

### 來客

### 主人

塵埃です。 関めませうその窓を、大變なまつて此れです。 閉めませうその窓を、大變なまつて此れです。 閉めませうその窓を、大變な

### 來客

急に時候も寒くなつて來たやうです。曇りましきから、落くない風に吹かれたらどうでせう、連(へ田かけないで宜ござんした。向島の土達(へ田かけないで宜ござんした。

### 主人

あり

う魔分度重なつてしまひました。 う魔分度重なつてしまひました。 う魔分度重なつて見ると 私達の身の上には、も が総験も、数へて見ると 私達の身の上には、も が総験も、数へて見ると 私達の身の上には、も が総験も、数で見ると 私達の身の上には、も が総験も、数で見ると 私達の身の上には、も

### 來客

の時 たらばと思った事も つたのが有ります。私は町中の堀割や川筋の橋の敷が幾人あるか知れないと云ふやうな心を歌からないをあり の末に、自分は となく女の名前ば 行 Catalle Mandèsと云ふ人の詩に、唯だ幾行 7 つたかと、橋の景色と水 今も猶折々散歩して見る度好 ろうへに思ひ出る この川筋を一所に歩いた彼の女は何處 橋際で待合した彼の まだ此の外に忘れてしまった。女 かりを設に合して 1) る心のさまを寫して見 ま の流れの變るに 女はどうしたで 声, ~彼

### 主人

面白いぢやありませんか。何故お書きになら

なかつたの

### 來

させません。

### 主人

るやうです。 見古した粉本の丁度褪め果てた繪具の色を見れて 分野 いんだい

### 來客

スキーリーを表も、いたく、しき。何に警見他きた景色、歩き馴れた川像を、唯だもう聖を、歌ひ鑑し書書して仕舞つた詩材の中から、特を、歌ひ鑑し書書して仕舞つた詩材の中から、大きに、「は「緒の残りをは歌ひ産を、歌ひ鑑して、古い情緒の残りをは歌ひ産を、歌ひして、古い情緒の残りをは歌ひ産を、歌ひと言いってせらい。

### 主人

破掛つた場本の芝居小屋に掛つてゐる、彼の

なができまました。 で仕舞ふよりも、か 愛な情報の 見ます。 家がをは なる 家は か多い一生涯の中で、よと云ふ義務はあります。 と美しさ りない 稱費の軽から、 から時に觸れ折に從 人是 其是 情な公衆 0 其の弱々しい の秘密をは、 内心 5 心儿 てゐる方が、 0 をこつそり 私はよくそんな事を考へて して置いて、 りますま かつて唯 の前に提供 急所に 、中がて普遍と云ふ細葉なせて、成功と云ふ彼の舞りの末 藝術の 上げて、底意地悪い L" 或は遙に幸福では と、大事に自分一人 つ" 6 つて、未成の詩の悲い、人に知られぬ胸 つまでも形をなさ 3% 0 大学を失さし なけ れ ばなら 批談の見て

> た。 カン

45

姿態

環もない、

如何にも

貧るし

げ

な淋漓

寺と木の でも 燈られ 3 0 K た 火を背に受けた病法りの憔悴をな変とは打つて緩つて、登がに受けた病法りの憔悴を 作?夜\* か知り 火火 カン そ あ たないたからしたからし る から 出 持に一 私の眼にはどんなに れたでせう。 戸の間に見せた有様 多是 一致して、いかに忘れられぬ調和多い東町を彷徨ひ扱いた不安な其程を養養を持な扱いた不安な其程の間に見せた有様は、賜物と古 れたりなで 後私達は一間の Ť な 性学をさも造瀬 ながら 取る 悲しく美しく見え 一般でば 何 破 カン が気 気を カン 蔵本に 海町 り見り なげ

方に共番

と名前

を

き留めたのです。

0

燈火

八の光とで、

0 \$

٤ 空 0 0

夜ない

量り

聯台

延って を照させ、場末の恐ろ 1:3 사를 7 海子 梅苔 W.

おも きしいいて たかなに かかっこう こうして なない かかっと かかかった かかかい 立た人と格響して、思るいやこ り、いづこ 藝版 其一の 結問通信 年葉 東被うと から 5 らに寂とした でなければと自 てゐた髪のじ の茂る頃 なく 姿を 郷だら 障子を た家 いと際を を、 くし 1+ あ, な引掛け 慢にして、 け 月暖 唯ただ。 無さる た共 から 7= 俄に カン 病 作な櫛巻 は け 帶拉 人でし 維 色岩 島是田光 とば あ 白党 111-2 ば

5,

ら此年月のか な顔を見る 置い頭が頃には きの 関とず 4. 1) 花生 カン 7 苦心 ŋ 火の 其そんも 行业 心から絞り i,t 遊び 5 礼 光知 遠在 馴染が 術なく 遊行郎 阿萝 事是 で 日さ 吳れ れずい 語言 of the は 0 |別れた・・・然しそれが矢張り最いといほどに、是非手紙をと云ひ 斯う 嬉れ きも 姿を んに 出 大学 ひも から る L して す さ 稍がまり どう 総の なく カン と若干かを包 op とに、是非手が かれませ 浦", < (明でと くりか) こし 、文一日も早く舊のの人に夢れ當て、無事 蚊を関原で追ひなが カン 唯言 だ唐突に ら、凡で てその時は以前 力。 しき 女に愛さ 17 紙をといい た たかと思い た情なさ 0 病な 燃に 初心な 外にれた 劉於

### 主

後でした。

今にに 持き間は発見し あのなばかれたしない。 仇惠 間以 は、人こそ違い同の事はない。 人こそ違い同 ٧ 其で らず 11 た かりと云ふ 0 な 通" 0 男の はず、 れ渡れ 9 カン 無いが L b さが 途に失った態な ではない。 0 女の 何に 繰返 身弘 Ľ しやうな仇し女の されるのでせら。 0) ŋ 其後も 1:5 皆然 ます 此法 -1-のと代語 82

げ 暗ら

小老

6

で、

腹影

礼

便

木を

大智

屋や

虚然と

は

0

20 き

き

な屋や

は

け

蒼白 手を 0 方を見る 空香 を 11 共そ K 0 L らかか たま 方學 だ 足が一足が H 緣多 猶強 足管 北京 B カン 池 庭 3 下行 0 1/2 方は駄を なり 歩き 突 日中 掛 V

室ら

p

L

彼就

が

たる

間ま

趣な

除電

4.

る

も ts

के 突出

ŋ

かい

き 八

T を

夕息

カン

所を

池台 始起 7 冷るさ 15 とな む 庭証た 樹品 七十日頃 屋街 印第 10 木艺 下行 E 立 腓言 0) 域大た 水等際 反为 總身 見 カン ば落葉が 0 0 映言 7 )片割月 生養 下是 は 北 でに落葉は te 石化 夜露 を掠す 愛恋 古言 た。 な 1 L 0 あ 寸 カン 1年月 24 上流 に濡る その まり めて た る 0 当じ 白岩 水学 から 1) げ 7= 開き 那些 分流 をす 波性 " れて 野が芝は る 鑑の 13 小老 挑荔 校え ŋ 迷 0 カン 300 取と 1 ક 暗台 7 明かられ 身み 0 たが 静り れ 0 る 7 感じ 0 82 玄 栗は 7 E 力》 程修 わ な 7 深雲や -6 げ る から 0 彼乳 は IJ 響を 早場 か一片水 に鳴な 水の上急 1) を見る 然気 其を はと 廻薦 が き 石门 0

決ち心と 受<sup>う</sup> け 夫なば たの祭老の助存める。 皆然 ŋ 月でき れば地帯等 **父**たけ、 今ばで 6 後ごれ が他の の計が別 7 ず、 既にそれんない 光がが の東京への体で 憲。 段 ま 8 死し 服な 0 10 夫は つたの も夜言 3 夜よ 75 を 何 書 此台 カン な 0 | 体であ 共一 飯焚き 取 1) 1/13% れ カン 庭い 屋や 分がの に大十 らし 立たてる 死 B. 商 た 雨石 助許 出って んだ父 夕景 數量 - C. 同智 國於 0 知し 賣以 婆の 解加 数の雨戸 身門 あ 造ぎ 0 の変も 來さて 近常 た do 0 0 事 1151" ら、もう 野で 行末 う 助走 中でき 1) 好L 小間ま 人し 年达 老泉 處於 1t 水 5 同等 なっ 馬 樹湯 良く 夫に 年完 置 を 使る Z 校 彼か 度なく から 6 を 力> 心 妙な 一残らず 配信 路に 父り 行 残さ オレ 电 3 な 此三 哎" 博 け 1) 力》 ま L Zi; な た。 7 から を た。 -6 李 れ B だ E 规 0 不言 中京 閉し 南門 ts 田 小小 82 も書き 身合體 木き 笛か ま め 排防 夫に 地 カン ぼ V 事 11 0 をむく。 月げっ 小更进 切 なし 九 0 らったに 何德 11 30 老事 も女 から 津 6 あ 孙 か 典惠 老等其章 映る 邊え 火。 れ 1) 15

> 0 使ぶ 的き 13 父き なる 415 11:30 is む 下げた。 を得 カン 1) 共きけ -0 -5 0 以い 走 礼 他生 來 7. は 泰公人 性來 下的 男生 のき 恩問 0 不。 再会で 統 明三の 局中 3

清洁 お 助清

主人は る 腰 助する を 閉し かい 10 do 8 16 見" 潮り 門は 吹雪 0 4. go 5 庭旨 15 を循更

裏は

木き

を開

見きめ得るに どら 嫌沈を 可を Ľ L 笑が助さる 助告 道 0 な 7 なる 北上 知 彼れ だ。 40 力」 人是 府気を 11: 11 手 -L 316 ょ 眼り 20 屋やい 5 を 赤线 ٤ 敷は L だ ち あり 明显し な 勢 來る 助きるとしま 自じ 0 1 分光 助は言 たっ 奴当 0 だと ま 6. × 造 1) 屋や 居 若 111: -0 吃是 3, 世 際を 性に 3 敷 主 幾 事 カン は ば 何言 もう 助生 0 カン 20. 氣管 を 0 事 ij 6 其产 直様 电大 0 有る き -70 7 日なら 人至 考於 7166 -0 返 きな から 事 4 機さ

見古された狂言の描い終看板

### 來客

に見たる即興詩人の心持…… 美奴アヌンチャタが最後の姿をナポリの陋巷

### 來究

及も破れた古三味線:・・ (250条) (250条) (250条) (250条) (250条) (250条) (250条) (250条) (250条) (250条) (250条) (250条) (250条) (250条) (250条) (250条) (250条) (250条) (250条) (250条) (250条) (250条) (250条) (250条) (250条) (250条) (250条) (250条) (250条) (250条) (250条) (250条) (250条) (250条) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2508) (2

### 王人

つ色さ・・・ 優か 一覧にくはれて空虚となった高い感がれた 何の一覧にくはれて空虚となった高いない。

### 來客

なくらみらい 中喜 何ど カン が対り 社 -妙等 類と -たと見えま VI 輝心 L \$0 眼 L 來す にう ま き ま カン 味きす。 た。燈筒で 7 0 間\* 春悠 火 20 00 陽ま日ひ 0) 3 0 カン

### 主人

音量疲弱なた は::: 5 ななく行くないでうに 花髪りの りと見受りに守りと見受りに守ってもしに呼が乗し ् पाई です、や TX O 5 111-12 されで 6. ""、 る 機二 7:

### 來客

左様なら。御機嫌よう・・・・

# 兄果てぬ夢

一世のようととろ手 になってとの ほとり 間認 15 0 散り 中容 K まで ところ手して 談師 から 風た な 枯れて居っない雑草と 玄 オレ 雑ぎ うの つて てる に落っる 13 腐さ 給ち込んで、 共党等に延った。 消えて行く ば つてゐる。 次し第二 か 植物 、第々々に青黒く別に そんで、彼は を厳ふ芝生 ij カン U 放置 落 色号の 池兴 つを 濕。 の業は に生が たし 雕意 變 芝生 でだ 力。 は 地 た。 た薬 Es . の 上さ XIJ うた古 ま 池台 だ 池台 - 1 -H 事皇 水分面に見また 0) 0

> 然にいりがいる。 からからかりまないでは 類がうやとないては 有豊感なは 株: ず 売 た。和語 ř. ,L なく Ł 7 た。以い 面党 む N 桃: それさへ 事を前に 0) 一般表類 L 0 3, わ 打造 が 主 庭! い心特になっ 豫期 家の 脚を持つてゐた。如如のさまに對して即数 の餌に飢ゑた小 6 .5. 电闸盖 や紫菀などのから落ちた種な 能めて悲し 庭鄉 居る外には、鮮か 0) 庭后 様言 を 去红 ち 白じむ分がた。 た種な Jic 35 かん 0) 立た オレ から手入は、 たり 秋季 のと言い ょ ち はて Ł 枯 草をが 知为技 1) 倾意 彼れは、 根拉 t が オレ か生えに居たけれて人はせずともの 却かて 歌っ として る 75: いて つこ Ł T ま 其 112. 1 |慶| Lit. 今はる た。 落ちずつ 1L 7= (7) る色岩 がは ifit T でも からで رم 联岛 何第 5 彼れ 机用上侧台 を F

冷くなり 光流に えなく るの音楽 桁が 植えがして 模場 却办 礼み 間裳 15 0 から 返った いもう消え失から古池の水 たが 極い 木 木智 0 乘世 枯かれ の幹等 犯符 が け た。共そ は小 き 類はれ 水? 7. 世 拼 暗音 .C 0) 1:5 で、薬はいな frij オレ に落 : 独自 處 電の <u>.</u> ちる。 は俄 1/2 = 色りけ タがい はの上へ加 黄ケ中家にと 春年に落ちい。 淋疹に" 1.1 依心 2 依以唇がに 然と唇がに の見。

張さ附き用で しる金まる 説さく 美なは 個? カッと 糖 違る 部がく 彼就 最高合物 から 红 れ ~ は きん ŋ 松纸 圓 ŋ 後 例的 賞め 不可の 事是 P い細君は恐い ٤ た 逸い عبد L 台访 、につい 事品 が (1) 行 、名響と義務 6 2 0 なった ったったいれ 前は 百 生 決りし ま 生きは 間等 處 15 な 涯然 11 事を 正 世 あ て 人公 心しく酸格な人で、又恐しる。新しい時代の教育を受る。葉の じば なない る 0 オレ ľ 其二 は を の風に 樣 3 友当 ~ 人是 去さ 7 注だと云ってい 良いん す他く H. 75 是此 迻 に反法 るとを重んじ 聴きしゆう カュ 0 b 女であ は木笠 たに いの公園 5 0) 判的 滿足內 心原藥心 後 便全な清に 自也 ٤ ま 正式の対 指導 L 口言 た。質らせきに 分が -C: 6 の海に たば 雑ぎない 男女 に変っ 無もる 2 け 論 は 恋慈善事 酸松 などう 名的 がない 3 た。 オレ 深門 カン の寄 2 1. 視さ 九 0 カン 0 好え Hetz IJ に性終格 , 関で安治 などは細される 北 花 0 夜 性格の一般を試 0 虚言、香作 をの音楽で をの音楽で 6 -6 附本 受け 生 學是 對語 ま 7 は なく、 15 原原動 から 遠在 4 つて 服や を 0 0 L 1% 容章 相きみ 花装 な 11 樂行

職是彼れ

とい

-5-

0

IJ.

4.

70.

17.00

十十世

間发 た

0) ->

聞意

えが

紙も

60 る。

月呈段党小きつ

林急

L

<

0

ない遠差でき

彼常

立等

は

光賞な

光音

经管

B

何た間にいる。

障子は

15

映 る

る

W

4

カン

火

()

の屋がば

なく

323

較

3

あ

0

光点

カン 燈り

屯 色岩 水

根益

下に

生い

き

20

此

0

年月

分范

は

あ

3

銀艺

行弯

0

配人に

非是

から

あ

動為 統領 で、 何答 を IJ Lil. 聽 数 -6 L of the た事を あ さら 花袋 熱等 時じつ カン 道徳 燈えくっ が されたん あ る 3 -> 0 カン 味言 らば 光 香し た 红 美るのしいか 0) 事是 6. を Ŋ いけ 不言 糖能なれ 生性 でに 1) は手 來意 T Tyo る 4. 护学 11 なら 見なっ n かっ 台南 き £ 砂砂ない 111-2 夜き 6. た 0 中家音艺 0 月ま

名意識だけ 共に、銀行部 全さん が、例常 等なる 吳〈 動にな 17 彼れ Ł 不ぶと つと は名言が 快行藏 礼 (K) 4. 7= 動処で 和等 雇さ は it かご カン が省の 個一昇出 6 반 オレ ず、 \$L た 進力 E 0 7 共 存記言 够 11.73 あ 0 弘 内に オレ J. 共一の 位は 7 内怎 3 -) 6 れほど質直 步 ٤ 父の 小艺 改革が LIX 0 7 を で 彼記 彼れれ 物を から 南 うって は高かにも係 域で 11 自意 0 ただって 退员 何處こ 小ま 體に 度び た 自当 日からだらず 不に經濟界 り進んで 1 よく 17 共产 冷なた 11 た。 カン カン 分九 遠 易人 0 向嘉 0 れて 12 居る カュ 彼此 5 た 到尼 1. 力。 د^د 朝足か D は Ł 如小 銀行 無事一 後に 規きつ 11/3 is 何" が雇 焼則 正 HI.s 7= がき よ -0 を JE" 事; 疑症而に社らも IJ 金見み なり 振り質ら 界於係門 頭を る 付 オレ

味がく

文表

输:

南 L y. T

彼就

帽はか

90

上京礼

れ

it

82 知し

庭ではど苦いるれる

-が

足音

まり

父言

から

妃

んご ŋ

手でれ

地も 1

人い 1)

オレ

屋や

塩から

去言

年教

カン

雨雪 3

漏

掛 3 物多其产

間もの

の暴力

壁や風し

4.

見って

變於

た

飽き

學

やう

ま

るで

他た

人是

7

4

う

に記る

UN

何を冷む

同言意い 識量 L 113.72 をも 75 近京 例に 職 き、 雌り 好》

Tri,

-1

光かり た 緑気がは 大なな 緑に近ま は 夜岩 露った 開すの 障子に海赤 0) け 版证 カッ L 4. 植るとま 间量 3 23 更に 沙岛 7 燈あ た行行 楽にな 火力 ŧ 6. る 不致さ 7 0 T-婚亡 學中 散敷 他た 火点 0 0) 4. 0 影 時害 がり から 重なな を 2 却然生活 10 10 横はた 7 15 流系燈管

0

展画 8 金约 市 てやる は 々々に造った 人の か顔を見てい 然し つち 此。 ま 前親父のる 7 圓為 国 る よ 時見り

C

Z,

ま

最多 え。」暫く 5 他話はでき 歌った後、「 たから 「若旦那、お 金なん、 そ

3

後は

\$6

前が困

って

乃b 公

も家語 やう

だつて、家を川 て から 命がなか つたら困ぎ 3 だ

する から、 图点 考如 つ 却か つて de もよござんす。どうせ来は だ。 乃公がれ お金なんぞり 又事で 対象 B 曳ひ な 助き い方がよござん IJ カン 前点 困 るんです 続にう

方は主人の日 ま た 7 別に己な 馬達 さら 鹿か な ~ 額をし れの の前を唯だ恐縮 しもする 前途を氣が ٤ より仕 助きの 東道ふ様子も 顔を見た が御在ま するら なく L www. 助造 いして (2) か

助 車ない 造され を 曳ひ < たところで身體がさら だと思つてゐるんだ。 の解儀をし  $^{\sim}C$ 謝ま は ~) きく 7 72 重

国 3 な 走。」 一州び云捨て 彼就 1.I 8 水た 1400

> 木の葉をば深い き川される。 なかつた。 月夜であ 着なな 慶園が 氣に 村か の生涯を運命の手に 心風な 力。 づぐづに飲んで暮しこう て、老車夫の最後の 落葉と青苔を踏む遅 方はつ やう をば助造はすこしも 3 ないえる 夜点 事を れ t 成の主人は た薬草の それも老い行く年と共に 狮歪 な木の葉に打たれる 狹 にさそは かけても de HIT 霧が深くも 河が新た B つる。 画來なく はらく、山とりではられている。 カュ して 和: 微び ところ 暗い辻の べくも本立を包 重ねて 金やや 無太 かく動き 間蒙 月は白く、古進 れて なれ 妃 の運命が 手し 落ち だ たれる波紋に其の影を映る 気に 古記 たと自 でしまふに違ひ ば 礼 何處 止め度も たま、修向 红山 何に答待をす 18 るやうに、 して 分差 るだれ 包んだ明る は早く かけて居な 打造 庭行 下, から諦めて、 IJ 死し いも過ぎて、今は真り ねるら 全: 人になる 15 2 いよく概様を して 上に 駄た 哲智 なく落 -) めずには居られ 平公然 の歩み 0 あ 41 んだ れ れば 20 下に飢ゑる る中だけ 7 -立等 ない。 6. たが、雨見 の中に 歩あ 心であ 共产 ちて 60 ٤ 水等 やうだ。 再洗 木の葉 中に描れ ないかかかかか つてい して共生 の影響 4. 0 の前で 來る それ V. 取と 寒; 4. 红 自じで 晩誓 時 は 日暴自 やつ

夫がの 身の 未來に對 幾度び して 羨んだで 少艺 心恐怖を あらら。 愚い な で圖 で気き車を

> 單に二十歳の無分別と し得ない事を知つた。 す。 年月を現 望を負うてしなっても の上を其れ 助き なく艶つ け、彼れ 受け 験な 形成さ がきか れる。 過ぎる程準点 吸く、一度びで 名に家か で は菜澤の儒者として 嘘といはずい を原 *t=*0 心今日まで全く遊民学食 た 0 心名も 際が ても矢服學者と なくこ、 い若い身空は 彼れ 其れを好い事に の子がとして 原則に縛ら す は ぼい材料を殊更に彼の私行から探り出 な家人の日に上る 今更に ると父心 忽ち道樂息 定が 南 なく心滑に比較 4. 酒がす す真と云は PU れた學校を卒業するや否や經 i, たに遊 改心して見て は直に Ŧi. 名學 年前に死んだの 他はに オレ さらなって見ると最初 ナニ ひない。然 知し て好り が世に知ら て官吏とし 計學 ず 子として世間 烈特し 出る ら 野は更い 判划 11 11:1 機會 は更に噂を産むも 45 7-心能で も最ら時は既に の雜報は幾度と 快 成れ 彼着 然し彼は長 である。彼の名 成は自分の 11 オレ 父は L. 無心 しても 喧鳴き は三十 ねる 誘惑を 奴等 論之 0 明治 気だと あ IJ は

た

0)

き

75

カン

1

たけ

1L

F.,

次に の志なぞ

北さ

0)

後は、

E.

心識の反抗

腹色

再

び立り

オレ

12 2

程信

不

生

ナ

咔

V

才

帝言

3

衣:

前手し

Byrn

de de

よるしょ

河岸上

客

殿人

事是

が

あ

治

カン

た語彙 杏な話は後季た のす。先季店 ts 7 かい が 商量 古一〇 繰り 70 狐急 始にはい 而法 0 返 0 家か 田で なっ な 上意 舞 來き 0 剪き 一つで來た。 用<sup>®</sup> た 4 0) た発 色彩 久皇 被記 如等 合造 生 17 姿於 مهد 0 弘 一 後 L を顕 女艺 極け い心で 7.0 6 0 涯点 d, 0 0 外よりの 2 化 9 其学 がら to T ナ: 被忍强定 ٤ 思蒙 共产 0 一種以上 真性 秋季 斯治 0 醉為 電かずら 0 tr 0 た 7 何等 一美女家 0 た夜生 ナー 初時 夜よ 度と 三夜は人に深ま ts 称言居る ち 時世 継い 地に 2 落立人と出たに n かい 年し な 逸ら 0 L 食あ 道智 清流 力 聖公 活な たと 杭 た。 た。 古 に が 原常 0 仁い 彌 心心特と it 踊 を から あ 開寺 3 3 から な 7 所出 た 1.3 質が 賀'(2) 共产 \$3 カン と成場では 知し 41 調豆 1-10 去 加克克 引等 り変きら 0) 合き数 雅覧な 0 82 彼れ 子を輝いは 催き手な 和学 夜 1 力是 1 力調 J. が 調での な 茶草は よく 話法 0 り関連 彌 して い、何と美 0 参 力的 を屋や 粉 に行 立い流流 光智 子山 礼 教がないほ 見みの 梯片 其之如い雜言 7 -0 20 6

て、極き一の天下水 の大いで、種は天下水 生は、達ち特に地でで、 假か却な 松美 政装 を 0 L 别為 現實界に 田本技事 種品 面が 111-17 然光 たが身の 北江 界か 人だだ に感動に 护る 起 懸され 歌。 His き 舞~ 寂意 す Ė カン 1 妙等極高 111-12 オレニー。 のし 狂這 事に界に 71 界かさ 縺っ 物湯 L HIE 語がナ 清 九 らな然には 人い 來 かい を 絕 -j-洗光 -0: 更高技能 初1 1智 H à, 粉"。

彷徨小 計は 持ゃ 興等 明え す 門之 事是 力》 1) 3 0 B の男 た 3 7 がに Z 泥玄 师尚 川での 事に明治部かの治さつ 他は 第四十 な 節言 0) 波は 背景に 紀章 雑ぎ 女 15 る 7 巡岸 0) 田で時じた あ g 路 的語の 鳴茶 明祖北 雜言 來き代意彼常い 5 文范原艺 新儿 戶之 3 3 明是因此 L 女主誘言 10 明後 趣品 小三 な 共会と と彩色 7 は 歌之 0 0 味がい 娘 海岸 7 激集あ れ 0 力 初信 は衰れを他の変形を他の変形を形式をな形が 理 力も 7 た あ ag. 15 話り浮落 鸡 る方は を 玄 41 7-氣 浮中明語 あ Z 1. IJ 古 力 から 遊む 面完 5 3 ill. Ŋ. B 獨广 中きか Zis は 0 者是 0) 冶 柳紫 改黑 11:2 あ して 橋 ts. な 15 家以 間さっ -) 0 のし オレ 群に 速效 ナー た 元章 雄少 彼れ 形流 紀 大意 則はな 彼な 事を結びの る。 11 同等 2 彼れな 果る叫の 13 街边 あ 情等 山泛 喉ど 迷ま ま を dysme

ら

0

野越前に 明だ 切告で 頭背 の枝って 000 7 かこ 发坊 那つ 緋 を がたりは 記さい 猶. 毛 致: と信 粉完 人是 1+ 瘾: 1:3 Ilgary 徳と施慧川江上 113 朝 時か 随言 12 西门 る £. 庭 胪 石草 代言 藤; 始;5 it. 州子 人艺 流等植 175 初节 如证時 日海ど 代 き 生旨 Coaset 2 は、彼れ (本) 祀湯 11/1/1 [II] 或沒有統 额; 想; 真な な 家 光 如是以了一 1=" かき、 其意 治

曲線と、 dour 態なと の一個に 必ず な傷に変え を愛い 外に別る 例を 7 (2) 英心を変え 批赏 、Trécapluélismo に彼は江戸の浮世圏 和工作 カン (T 木 11150 Ist. 他 , た 佛 水\* 網はた -湯一 英吉利 業は 事... 西、 念を 脉 南 うう。 0 E 幻児から 111-2 流 催 ٤ 5 計 -3-0 行 カン 力》 的。 感到 標準 投記に LLD. は 朝言 な 誘起 史し 现意 Symboliano かでも時代: オレ 快完 報告 ま, 礼 者 に対 カン 人物 懶湯 細: きっ ないる たい L たけ 服之 7 オレ

福.

沝

-6

-)

16 気は 茶を夜を背せける 机で草での盆盆 な 3. な 11 75 自じい 地ち 彼乳 栽に L. 金 面党 け は は カン かっ 制治の 屋中 思意 から カン 紅い 事? 北麓 H ま -0 敷! な道 人 から d, 17 L カン 礼 は上記場は と訪り 'ag 問言 枝り 7 て 强し 清美 た淡漠 風かに 坐書 171.13 を 那高 沈だ 1 離場 例管 から 0 思意 ね カン ITL 東で 居る 誘き カン た。 田湯 身 そ カン れ れ 火驚す 夜き 退品 月呈 想言 3 來き がなけら 所是 当 は を け (2) 根ねで 再を床を 影片 0 初さ 0 ŀ. かかがり かがり あ 관 枯か æ 苦悶 -5 川点け 食をほど 岸: 來《 3 3 庭間まのの れ 摩え おまかで がが L 古家 丰で n な を 今で 10 彼れ紙質 る 强了 教艺 入谷谷 桃 知し 押草 た 0 红 0 は -0 暗台 を 歌 ÷ " 7 -) 明言 水学 友生 朓东 信た 北京 カ 2 ٤ 書物 カン 力意 が る。 机でを HE 8 紫し る。 B あ 20 (7) カ、 せみ 面を でき ill's なく 田先間生 。る水まと と思い 棺が に根 方は 0 な 避さ 脚章 を 煙食 た え 20 0

> 进 す 儘等遠言 U H 去多 夜よ 車がが 人经间的 る 彼れ 深 0 75: を 音楽を 17 U 人といき る 112 12 ょ 最高 從記 事事 XX L 古たななのの L 列二 船 -TEL 却か 1) 联 遊り狭い 模技 絕合 0) 往的後色 小説等 走ら < 宛をば の打拾 は次 キ 世 田产中家

が疑う 美の焼きす 響い 毎までま 飾と聞き力も若然が にうい。眠器 松きが、見る彼な。 詩し點えは のは美 た 人登選 事是 は詩 造でひ 4. 庙寺 6. 被說 元后 愛問 3 リカ 命 下是 計 低 111-2 出るれ نا ت が続けた 悪で 世 誘! 度を る 界が、山 時思 時等 あり 0 礼 間察 独立 HA 何第 を 7 一つか 炒 あ る 淚等 2 る 響は電機は 夜き 0 る 腰は る カン あ 悪肉と に発 罪言 特を た。 時に L がべつ 無もの -カン 不"点。 性 限况柱性 れ 数言世後にない 思なる K 命管 界於處 偿务 カン \$ が (2) 事是 C 0) 想象た 妻? オレ から あ 游岩 彷言 Hi s たる is 鄭沙 徨 人是拒证 |人に 恋し ま 外 遊言深 W 脚を被 This? み は る な る 波りき 難だれ 孙 0 のか親なと カン 粉 6. 降多粉定温彩 で ば 冷草 6.

被就

鼠掌で 小さや 僧言 5 版で 書かは 公言 113 金龙 6. た 默を居む 也 月付き 彌 者是 忠多 72 5 に天下を書か 法認 4 罪言たたが 道德

徳と何を物と 感究於治 カミ 込は 產。積當 礼 桃言 10 72 义艺 的一 -Ci 彼れ具くにき 男学 社 罪を罰う る 吹き 思えを 0 憎に む道だ。 · ` の存むの 作意 脚泛だ F

香作同窓殿を発生を 彼れ方等 し ドニ 取り見され に に 最 最 最 最 最 最 ま 正に用いまで、 公言つ 賞美 なら 12 贈之 を L ラ 共产 F., 7 ば 割ねい いなない。現代を思える 4. て最い 岩 真· 見 ッ ま カン る あ る IJ 3 ク 4岁 7 社よら t . C. d. 11: 巷 元法 ;||·\* 赴藝 ス たく残らり 初生 面え 會記 4, だ · (C) 果的德克 间边 0 其子 る。 3 0. Ŋ カン カュ 0 が 悪徳 彼れ 称 不多許言 0 あ か 則 買うの 3 あり 人だれば 放等 が、谷に 称品 か 热堂 野這 すた 赇 所语 正蓝 費: T= + 知次底: 12 6 的一 を た 年农 Ł 共 な 者や 暗法 15 歷於 活和 0 五, ye. \_\_ 嚴 灰 MI C 路至 を も れ 11 政格 澤美の風景山 以為 えし 知ち 115 重5 女是 Ŀã 力常 y, 即 彼如 判言 商ががの L 0 1) にはなっています。 你 對語 如是〇 东 -0. 11 -1-700 対する義憤は、低差的片祭心、 IB. 5 您 知し 25 1) < あり 集を情等す。 全 · E 孝多 同うが 1= 祀るに 4. 片意 様うた 柳門花浴 TI カン のてまじょうな th 人学 i, 柳八虎。 0 カン t-如きで たり J: j. 1) -) 他生 it 铁坑 رنا 不ずに ま

渡

7

4. 男智 連言 30 0 1 37: 0 11 熟る ナー 赤家 4 松林 æ 野の 菊

屋中

今でぞれ 蓬 年もの かと きく 身马 教が彼れ 6 を あ 人人 李 跡空 變於 は 2 0 思ななっ 遊記 今年は 月日 形元 つて ŋ 0 に。尾張ならい。 日的 物 更高 鼻は つては 日 な を の翡り 緒 來た。 T 红 ٤ 心心 かい 放法 と又引語 此家 見み 公名後に 更高 カン 付 0 め と思 る 直ぎ 馬性 變遷さで 此か F] 34 無む 7= もら 0 地ち を 11 \$ 东 々 れ 此二 質らに 然か なく 数で 々 を 一つで が 所是 れ 文を 小さ しれ しく 回公 HI を L 4. 羽!: 既年と段々に経り の恵だら 称: 想す 來 っ + 6. いが記 細さに 7 铍 江 0 yes 0 選ん る 6. 身分を示されてい 何心る 彼常 小二 り、緩くを前を 來記 去さ 0 0 紋 涯の 此 絕广 は < る 知 3> 経む カン 變化の音 風俗流行 が きっ にえず定り 新精 it 政生 7 2 1) 編呈 思な 色も 意 き 素で なく L 1) は、彼れ 居る女 味 物のと なっ L す 0 柔語 年亡 する かかか ふた身み るない 1 is 光 3 \$ カッ 澤中 た 大普 友レ 75 た 0 75 75 3 が か 4 國家親認る。 組織で 里音來き 食んで、 敬的餘空人》 6 0

るないなからなって来ない。 昔の子 な調子で、 遠記書 450 來言 た。 和 父が 後雲 遊 ح た 他 今け班は なら な ÷ 利わ な 樂 日本 供 0 -) 義を る 11 然か オレ な ٤ 遠別州は 妲儿 手で したとうと 種品 既認 を食 にと 玄 4 致\* 11 取と 紙製 んだ 0 T 時等 i 12 日を 果能 明。資 ita ば 理》 0 0 0 ts J. 野に て報信 想等 樹栽培 日才 エカウーイー 渡 全版 い思想 歴さ な op と対 家か が 方は b Z, L 5 其る場が 物を争つ L 門を年記 大誓 譲か 为 東京 12 兄德 身み 手飞 仍以 不多 步 ŋ 受け 遺産を な養難所を 常で 100 牧る 合物 II やうに 續ご 相言 庭記 新橋 きを 膝管 ¥) 活 15 进一 はまれ 其 を 5 を三 な 元 ŀ X な かっ を 先等 事是 をのと の停い -) 作员 を 濟 1 E 第 きかまっま をよ 母性 研究 分艺 兄島 7 江 ま ス 或等 親 心む 居 車片 な ٤ 1 3 L 時 1 20 る 7 7= L て ると 信に私 て共 事 多 正言なって 0 來 4 五於 一を供いてあ 砕だ 17:11 5 2 處二 都との 来がい ts 17 10 20 6. が < 7. 6

3 70 な 0) 人公ろ 家 彼れ をば 11 月にと を 叩空 屋や かっ -で迎へた 1) 415 かっ 任 オレ 方完 が iEż

吉が然かり 思想な場と 南 真 一口与くなっ 0 れ 0 くら 海泉 色き 梅泉 れ B 0 墨。 が 違語 K ほ 青春 2 0 母拉 熟まつ 蝶 ٤ ٤ 戯れる IJ 0 かり 北馬方 7 11 形 15 の何差 0 た 自 扶子 樹 0 分为 110 を が を 名な 雕瓷 あり 残り を む あ \* 家兴 別を を なく には -61 IJ 11:4 げ 彼れは あ カン 7 83 5 た教 服祭 3 火心 ٤ 義 き 何岩 を

10 紋に清さ ながら 響き ぞれ なを見ようが 女なな 7.5 0 ふん BILL V Buch 懸さ 資料 場だ んで す 0 物意 が 難なく 0 通言 屋中 る 6. 立なき と無い 1) 3 n から 頂頭 店物屋 菜 Ł に天数 為 够 其之 通: ふ れ 明元 果で を 0 64 13 IJ 人公公 横 盛台 4 3 羅心 更に立ち 113 から は 屋中 た。 町 沙沙 服力 た人 街湾 Ŧî. は話と 告表 屋 洌な 大门江 It. 起 0) 更 樂! 前点 30 0 3 着物 婚とうち 露" る 日め 1= 語が 人皇 近た人なったが若やが な通信 を扱るで 油がの ŧ, の殊更 あ Fi

を意気 取点 自じの を着 1 His 族で 後で 族 に信 ま 0 身み ŋ 0 よ で 歩い 宴席 0 た を n は 0 は宗教に對これ THE E lajesty かく 族を 地ち 書く 0 \$ 月から 编言 が失ら 自じ Cr を繰返 cop 造る で応え 管って 分元 たと 至是 な を戦 12 嘗て 15 総に 局部 鏡和 あ < 軽さに ては純金の茶碗に を持ちかけ 同意 る す れ Zin 州き が為め U 大智 **防炸**个 沈ら た TI 0 下沙 んんで 如言 性於 7 やら L 人を 感だ あ 3 本 0 7 は 那全 やつてアつ 嗅煙草を 招聘を INE CO 閉と を持つ 馬牌 なー まで る を 7 貧な 破けた。 に罵って 少意 ぢき 鹿か る 7 ٤ 意氣地 種品 彼れ ر. 粉 20 のを説が 権け 7 拒重 推は る。 4 は つ 美な mx かか 败 奇? 11.7 た た を る 達でぎ 手 里" n た 骨号 Th. た 拒重 かっ L 英 110 나라. 知し n 色は 证 0 1 な 絕 殊更 な 木賃宿 状の つて、 氣 L **希**[3 死し 20 45 す L -が 2 利 心文元 少等祭 3 然が女な 連を モルス 7 んで 0 此三 氣 力> る 生物記

13

る。 冷な変 見るる 呼びを ち竦む 休字み になる めだと 酸はた から つて た たが きに 樹に 12 ま 更言 焼<sup>や</sup> 肉に 中华 如是 3 0 木で H) かっ ~ が極木の まふると 放法 棚間 その 云ふ気 强にく 0 1017: 0 を 反识 感だ t 分 戰是 何なけ 3 人 L ま た 0) ر-ن 6 た 彼就 がきに 低? 知し な あり 70 0 心意 0 き排院 1) 共き枯か 中等 れ は夜を 時品 · ( 7= 0 人情な 1 を をの裏さい。 一度だい れに 遮さ た紅裳 オレ 子言 L な YV. 波は らぎ た が ŋ の庭は V な L しは 寒意され 對き 枝髪し 々く 浪 ٤ 葉が 4 が れ 沈ら L 11.70 Chil 動 して で、摩る る事に んで 7= 0 6 176 暗き 彼就 が自然に 起: をば 絕為 経消 最高 夜点 ŋ カン 然艺 家の障子と 公言 1100 VI のかど 伏 10 7 ので が 後 なき 5 平位 は 西港 姿をを 彼か 南 す 3 0 暖たいか な 1 折音 続い 75 4 0 あ 0 オレ ご月光さ さの中をおって、 心心の 片言 3 カン 吹ぶ 動色 た あ 41 すると廣 車 i 3 1) を ch 7 6. 底をに感じっ · (: 火然起る庭 CAR C 0 騒しが る悲ない 起ぎ るる事 車。 同意 あり 0) 吹き Ľ 0 を 行の福 というつ 0 る 立たて 日的 7-やら 郡芸 カン 排号 立た為た 当 درا

空门 0) 青蓉 口口 (1) 光 " ري 强言 かとう の窓 4. た 115 春日 日

供意

11

田湯

台前

0

休堂 排物

> 屋や 出

> C 衣

3

た木鬼を

0 本は

7

A1.70

心

小さ

L

11 523

醉

0 海かかか 6

女生

は

外是

0)

晴蒙 ヹ

居る

3

カコ i

とない

i.

ゆう

な詩し

的言

战的

湯ら 散

0

情

打引 何答

沈ら

めら

れ

は

步

花装は

何能

15

る

か 思想

故

懸さ 問為 其そ

故意

11

今そ

好改

0

を

日多

撃は

7

FE は

te

も独

後

物品

ま

6.

とりま

物心

怖為

は

あ

L

1:00

疑

作記子を居るた。 その反對 を行い温い 東京 光は 達定 が 相意 < 2 利力 信号 灯 カン ひ、 間髮 0 0 20 **新更遠** 色は渡れるに る。 氣意 北岭 ŋ 混ず 0) が 屋や 满茫 からしい の濃淡 知ら 牛坊 光 日星 C cops 丁度 根如 早時 TIE 乗のり ا رجع あ る 3 暗 何ら日 西巴 汉 L 水 4 20 < 0) 柳兰 耳馬 4. 12 方特で 殊更濃 深水街巷 る 場に 其 7 0 5 は 茶艺 が 7 カュ 生っ屋や 14 河が行く人はい 着当らく 灯び 祭日 に見造 己言 ま 烈井 4. 氣 0) 花( 谷を 齊に影響 與京 礼 0 0 0 13 12 は ì て、 人 根和 独言は 0 Ļ 6 八步 た。 底部 りと 灯の 煤、、 同意 商品 底 Ope 61 あり が オレ 今けり でする 建物 己に黄昏の 炒完 るら た 大龍 红 遠陸 帮 突然 皆な急 独さ 光だり 北京 势 様言 が言稿で にほ < 0) うに薄くい 直線の 透道 g 霧り 列門 の月日常 あまは、 概念 者が 並 け 10 1/19 0 たし を 同等 兩等 る 6. 1/25 を飾さ 黑色 何然 。作为 數学 大雅 4 0 9 .C. 並 神经 明治暗的 日本人 步 通: 1 -暗るく 0) る 北た 3 え 1) (他な新書 輝な寒息の 座がた 建物の 色に 近る人 ってね 44 八分 教さ 419 L 居る 立等 मिं मार् る B 霧背で 其そ L 7

つか 間沒 かでも 宿ま 身為 れ 閉 體 重電 76 限か 送でけ < ŋ ŋ れ ナス 0 0 75 *†*-13 V (後) F) 歌 をば 樂 r: を 又來 烈气 味 15 7 C: 75 盡 43-3 0 とう。 す 明智 力力 日常 主 K 小二 0

の智能が 立たの よく 登美が 顷 極品 二点人 6 感化 風な あ 水 と人家か 里"を 儘か 0 \_\_\_ 60 L 作? 75 0 よに外を 詩し V 燈き 被說 人 0 る。 沈ら の屋や 游り 化 75 わ 2 は 寝神で 光" 渠りかり 程記 舞 ょ だ ~ 1= n 出で 0 3 空台 3. 氣意 歌る Northrine 膜多 眠智 る (2) V た東京 の影響 を 朧き ٤ 0 199 Si なき たとき 冷心夜音 如い た 间沙 位き 通言 水学 (2) カン 11 みだって、 ŋ 新 0 な 渡る 0) ほ 经出 柳竹 E F 11 たいない ŋ は 板姆越 から関係 K 間蒙 な。間夜よに 沿さ を

今度 3 は 前音 0 家 0 は から 災な だ。 つて 行い ま F. 10 げ 好い よう。 V 景 色だ 寒るく カコ 3

間変魔を 0 と大 は 3 李 0 小 登 美み 政方 は 1:" 總法 をふ げ る y 被記 5 力 に片手 \* ば 75 帶智 沙 6 でま 歩きめ 男さ

時なぐ 共 0 邊ん 0 暗台 V 横 町点 カン Es H.c てい た 向蒙 5

> た。 笑きつ 美が 過ぎ 原設 座を暗ら 修汽 を つて 取上 夜を小き結び 馬は抱た 立だ 敗とい 0 11 つて 小飞 たば の大き 20 L 小犬を驚か 美洲 中东 歸於 火力 れ 歩く 二重 に響い ち 巡览 0 た ŋ 0 達さ t かい 5 げ 1) 0 査は 姿を -(1) ŋ 0 0 か 4. 力工 け B 10 た。 學 ŋ 75 \$ 4 野か 見てい 儿子 更言 たに V 四 な 適な が 60 袖き 派出所 **开**. た J. 7 方等 9 极品 中家 0 た二人連 仲か 間以 行く 過す 石也 P 0 が 下上 から 見み らに ع きく 告 は 行中 ŋ 3 15 THE T 過ず 行 小飞 な 0 ŋ 7 清疑 登高 赤か 那 見み 7 す 3 < た方数 黑成 ほ 車等 美の 3 82 1 ななが 0 男き 婚火 南 彼れ ほ طهر 7 服生 のある 0 は 5 學 200 は 7 11 上之 先きま を放っ を光が 外は から 0 7 非四 7 いれ K カュ 1 れて路 #2 た。 き 7 游 E 身智體 小さ 小こ 通じつ 7 6 ٨, は 登と 石化 7

兀

鹿加

奴"

等だないに庇つ

15

引擎の 1) 77 返出家公和隆 0) 徒外 して 00 戸と横き町 勢 則。 0 る 女を変 乘 何當 大寶 容 オレ 3, 生了以 り込い同窓 を 4 見沙沙 رجه 17 だ後で 動問 過ぎ 後 再产 格力 子心 た。 T 電が経れる 1) 歩る 7 れ が思想 通信

> 電気と でも 階で軒等 行いく 面的 が 10 0 口是 3 る で引き 位急 op の原 雕瓷 を 5 和坚 人是 0 L 0 8 兩 下沙 0 電流 强 和 7 Flo 0 \$ 居る 伽藍 見み 那と 20 には 影為 4. た だはら 15 光 0) 5 え 0 力 0 る あ 12 並然 煉丸道 食卓ブル -(1 手で K ア 下上 け 全 あ 代言 テ 7 印意 星性 < 0 平台 **獨更** 0 6 た。 稻 上えた 柳なが \$ 0 力> 同窓 俏雪 直真白 おかか 多哲 時で 牛肉屋 K 紫が 子之 た 料子 ľ 一番に渡く やら。 越記 は 废 男き 古芸芸 15 を 0) 閉 但意 見み 新 本人 85 Z 0 た 料等 片記 なえて、で 商 地ち 載の 理りい、 造物が 0 瓦州 道言なれ 屋中 大震見少 度の日 75 6 b 0 0

杨山 四 と忽 行四 会は 旅館 削 深から 7 礼 人にきて彷徨 中 دمه 前。 から あ 渡り 5 な気 潮 狐 7 迹 出で 無色 ま 獨於 小うつ 衛門 0) 0 小登美 go か 柳紫の 寂寞 L IJ しさ、 夜生 見次で 爬山 唯约 落業。 オレ 胸宫 無り時景に るで 3 11:1 の風に人知 明节 中祭 舞 行 ٤ 日だ る 校 人公 九 L カン 0 な L -0 た都と 其 分意 声 カン n 曾和 帧 0 3 れ Ł 剑 如是 ず 05/2 0 间影 急気を 火 瞻 表言 來 L -0 飛 面完 様う 度で 思想 W 曜きに、

流流る。 川茂 眺京 三 百 暮ら る カン 線だの 上之 樓多 V 加蒙 水 L げ 家公 oge E 0 いい 又記 明えの 夜 -) ŋ カン がだが ふ言葉 滞的 方号 降の 同意 0) (2) 間。 夜深言 摩を 這次 秋だと 711 15 向雪 あり 作 渠 ľ 午過 の合かのか 発えを 玩生 横さ る رم -7 1) にに対け しば、こ とうこと 明さ 11 あ 漸言 0 WI 映き 唯家 滿 る 同な 1 から あり な 飛び る人と 階かい 文学 小二 \* [ 11/2 沙山 動き 思想 何恋 ts 玄 人数を ひ な 0 心意 0 面色 家以 社 3 を 対理 の影響 少了好 交流 -g-た 2 階か ば 20 H た 影。 持書 の岸 産え 35 な 3. 濁言 時し This The 不 0 步 ない と、漏 -今夜 排版 水る 称手 は情景を 便过 不知 す ŋ 好等 6 3 表が 旅 养; Z 全类 映る 15 还 -(: 痩や 面影 傷が 2 を を 海豆 南 0 から殊更ら カン オレ た 沙 念ま を許力 軟彩 啄いま 0 また だ ÝΙŽ 彼紅 利馬 懦毫 細壁 聞き 4. 20 描寫 腹貧 那な 戸さ なな修正 た其れ等 用劑 第二 方なげに 3 当 た 6. 感効 0 石岩垣 田浩 格子 る三味 G.C. 逸ん 地ち 露山 常 都さ 柳雪 して の多語 なく 3 1) U 子と河か會とに 降 . 世 小当 0 0)

今んで 0 カン ば宿 屋 錦ാ L 0 夜 既言 0) 支し 股管 列台 車片 0) L 間意 7 あ 15 合あ

H

ど 日本 発見も 華包を 日空 ため てで 五いは IJ 時と 持つて 0 い気き 一學 E Sp. E きさら 1110 泊盖 Ts Tis 思想 0 る L 0 11:1 始思 to 思想 想 ij 発育 支系 旅電 間原产 は 立為 排作 0 あ \$ る 便汽 彼れ d. オレ n. 5 82 附言 0

時半更高流泉ら

ないで かまたので 好的介意 L 間見お 0 共产 が ざっ は 美し 容がなく 六 心流統 25 た後? 40 \$2 ナニ ま 咽の中なりない。 はま 彼乳 た 凡之 7 3 だ 小 感な 情后 17% 75 (1) A) 6. へを 前光 -J. 握出 事程 自为 73 だ。 だ 0 松 き 11 30 知し は 越亡 0 1) 0 な 4, 心話 4. 明また内容 ・手をば 息むひ 1.7= 総なったと 爪品 小三 便品 あ ナニ 4. 7 歳ち が V. 座 L \$ 6 見み す 此 11175 た。 先等 20 当 贩与 y, 急物的 3 る線 P. C. U رŋ 18 寸 恶。 何克 -}-11 オレ な ルデ nas, 小二 るし 7 V ? 2 え 手 女芸 6 L " 1 ない 自步 階次 とぶつ る カン 7= 0 今夜始 俊 男 美 List. あり で、 4 仗 \* る 心 野を から 老兵を接 小 111 深 混り 不 惊 あ ふ藝妓 摩る 握 ٤ 評 火料 どう た。 73 力 れ 0 8 此上 名な が け 河湾 から た。 を 明治 落籍 どん 手で 忘 B ナー 0 かい 0 ž I'm 女是 中変何き相談つ 明 示し -111t れ 力。 を

小一何答 分とか 美》 悲悠 始にい 話等 do 中等 き カン しま 何第 礼 0 彼加 0 話生 を

> fj\* 9EL 逢尚 制匠 んで なる 7-カン 75 14:00 110 大き カ・ 8 た な & 分礼 4. た Z \$3 v (1) 45 開き 松二 け ょ 0 ٦ (2) 5 人 為 牛 至 れ カ. カン L. どう 赤糸に 8 な から 思な事を • 逐步 3 6. 郷の 銀行 耐心 世 4. わっ U 世 長祭 何少 な た 3 ょ 時つ 河边 本人 かい 間婆 + が 6. を 是上 7 ら通信 介数 何先 オレ なり カン 11 話樣 通言 -思想 7 12 度と死し L カン 17 IJ 納是 出产 過す 400 to 22 B わ さず 行之か IJ 1-3 L ね 12 朝 玄 今 調 乱 逢も 鮮な 1 度也 L 子儿 新り 2 る んなら 0 ま 内等 行いと 0) 2 殊とい 此三

燃えて色 とがて 小でで か れ、 廻音怒がと 4. 生芒彼紅 15 ij n 11 3 寂寞 時套 U 61 活动 (2) ま 人厅 拍子 る最後 知し だ。 ريبهد L 外层 た ziś 間 5 前点 b JE2 共产 オレ なく の言葉 X 祭 ば 木さ 九 人 出電 23: £ 河道 を が を を正た iiLi t 0 楽さ 望時 0) 滿 過 (1) 则是 水を繰り 聞意 憶的 製品 門各条 き れこ、 を 限如 13:00 [[]72 7= 灰岩 }) な る 6. まり を Z. 8) -9-歌 (2) る 校ぶ 万色の 為 た。 0 な 110 美 -) カン ----11 7114 熔光 L 直打 執打, な < 6. 何な 情は カン カル 礼 4+ 拉左 限等 深山 15 1) 调节 0 哨点 Ť 100 6 油资 柳红 人公 學, 徒 れ 奶"を 人员 111-1 橋宇 b 11 7= U 氣き得る 11117 後よ 1= 通行 だ y

あ

3

2,

迎等

カン

ら、私

琴り

0

影片な

沙野 野

草な変

紙山

P

艺 塵が

かい 生艺

好す

~

來

丁度

ريعيد

う

73

验 年党 Hi

to

が様子

小等中華

れ を な ば る 無むそ 理りれ 被認 ľį かぎ は 代准 今彼 つ て話と差 用 -} 見み配品 Tit 6. (2) 4. 0 は

入い 團作為下 子下用等私名 0 ŋ 商人は 南人形だの ~ Vi 0) < 20 や地車夫 前き 生言 奥な れ 111-3" 14: 15 て柳海と の見み \$0 3 功言 世世 も人会 ち 物多 れ なぞ 6 0 知し れ -6 7 は 家のあ 0 打小 25 出った。 た る

> 事を た。

とし

8

を

カン

· j

L

流な茶屋 句、 L 4 6 L 遠は 雨でで 7 てなる 坊害 廊ら ち 76 夏龙 10 200 19 な 0 沙 暖の 0 0 れ 61 遊 女中や船宿の女中や船宿の大きの大きの大きの大きの大きの大きには 策な 17.3 7 事是 山流 口言 呼上 供養 i (7) 花层 0 提灯の ば 老 0 屯 伴をし 3 遊響 だれて 時等は 事品 の見事に 0 l. 芝品のは役 膝 3 XZ 大智 役者 形法 かい 事是 0 見力 親帮 ま 1.3 模 3 9 物 1 並な 敷き 0 かっ 啊 本言 の母は新 雛や抱な 15 手 向島なぞの 饭 屋や ら 御二 村公 此法 力 社 飯はん 2 れ B オレ 0) 0 を 遊 n 3 孙 た Do 延礼 数はなら 一階で 運動場場 食べ 事もあ 3 か 事記 た 豊かっと 掛合に 事是 3 施力 3 ず 風き 力 -6 私なしはれ 育を露出 動きなれる 表流而 力 き 9

だ

け

-C. た

は

反抗

す

3

から

內然

心之

11 ころ

オレ

れ

自じ

分於

る

で

の堪へ得る

を

経り

遠足な

は

決ら

L

颜 E

を

出

3

な

为 身體

私心

は全 cop は全級で

友達

力二

らり上

然光 7

遠ば

け

ら

(2)

事

動なら 集持

小市を B

> " 礼

ス

だ

風き嫌う 般なかのつ 要品が をす きだ -}-75 恐虐 た。 校風に を経た 私 る オレ 3 2 帽がる 0) 同意 あ (2) 6. 剱紫海 えず に教は判合 はんな 1115 11 來 が行うに 罪言思想 t 起き 鹿加 士艺 L な 師し 時 IJ 種品 に思 3 7 々 畐 0 (2) は も一教は 7 姓き 0 容就 輕 ば 太 郷 さた。 輕は 足左 し V 力》 は ろ K 方はなく 反は 袋 侮ぶ を受 風言 ŋ れ 叱去 を 其品 元常 采 -0 5 等 氣章 感な ٤ 礼し ts 17 0 北北 20 れ と共に ぜ 上臭く を起す of. ガニ た た 思な他だる。 dy. き 知さいか I) 20 カン 物为 る 事是 な ~) 其等 な 般別の 原光 知し出っ 冷。 かい 4. 教言 常智 ٤ 東き學に 0 生きい 北京 な رن. た to, 0 心心

11

计歲

0

新入生

ま

激特

30

る

常等等がで は、柔毅 引公 75 込んで 0 -0 運え 脛茲 で発見る 下たか 朗また 級まか K た 19:0 近京吾ない。々く 0.) 岩質様 .C. 0 8 の生き 生徒にといふと 私 あり 0 -0 3 厂产 9 do は B あ ٤ 徒 L 生き交話 世もに の気た は深か 0 2 た 胴点 時分が 間点を 對た摩引 つって 生徒は 会長 上級 く交際 しが -|-85 で 摩討る 7 14 は 2 新 先然 を あ から 10 0 布 上京新的 海話号 リンデリ L る TI. 10 男色な人 7 7 0 -) de de 47 生徒に 果湯 雅に 聲 判法 ち 7 なく 82 + に摩 から 各教 25 先等 斷行 親たがで æ がい のに 仕 た。 カン は世に 權け 例告 IJ 75 75 [A]E 利うつ 7 級りから 3-5 す は 私た 感点に 彼就 た あ 0 を ŋ れ 教育 をば 得 者を ٤ \$

人" 10 男活 あり 个级 見 男荒 3 1/13 男范 平? 色表 田治 No はきが 色よ だ はそ ٤ 原力 悲い 礼 際は 盛さか 情治 郊穹 常時に 年長者 の意気 4. から す 學等生态 傳記 6 F 雕 學等 を 權労 間雲 登上 琵" y. ٤ と見る私な .j. 種は 歌言 を と岩台 な 行是是世 7 信号 れ 贱 佐さは 非公 す ザ N. S. 75 れ de 小车 Ł 0 Ш\* 0 同まで 3 1 6 10 交 色まさ 易 江 1 等意 南 二をチ 7 國る

を

3

0

は

學学

生艺

it

4 礼

人に夢

0) 顔なた。

生芸主

料で 護

FL

0 同整

ટ

小学

から

11 15 1

0

す

る。毎年

學が同じ用

削

V

デ 柔弱な

-1

だと

カン apo

名な

を の生活

17

途に

私を

红

F

思想可能

露むは

何得 浦

. 7 學家

L から

主 は

見ずうでか られる 0 て、その盡きた 石垣の上へ が 0 7 粉 思なっ 眺察 呼き 造り りに 思慧 人では 0 りをよ 情や 1 あつけ 趣の 後に 思なは 付けっけ 面管 取上 います 田等 ij 會 逐 から 丁意 な 深刻 してはない いて來た横門を IJ 0 世 れ itte は、寒 廣語を 度真 Fiz 不意と 預急 力。 た 無 ٤ 视空 夢で 口省 7. 15 け 0) 0 カン る どら ŧ 具正面に新 6. 手前まで來た。 知し く人家の で H 0 なら 立た と又引解し た あ ば 0 なら でして 又き る阿智 右營 侧窗 彼れは 連れる 高な ょ ٤ 求其 8 と思設け た特合 何答 カ 7:5 の夜泊りす 列に か記念に 旅館 0 別な 0 分か 人提町の 橋記 の上 の人家 オレ 限等 度包 0 の佐車場が のに L ず 深づけ が近く岸 に立上っ 他たい 主 切 そ 五京 茶单品 べさへ見 人 たる 方は ٤ とか れて 机 延っび に過か 0 别宗 屋や 渡空 一曲が K ٤ 0 根ね ٤ れ 水学ラ が 3 L

> 青を登り 力を期間の 折々二人 郎言 いて見えるの 種がの の岸 去り 共产 鋭い哀愁を引 人三人と多 んで まで 0 一日に 反注 映 が ッ 魔影 0 如声 d. カニ なるない。ない。 る農場場 涯無 に後と見えてな 其れ 渡る の旅情 赤京 が開うしい人影が動にな、 年素といる。 を表し、 全素といる。 な、 建物の内部に な、 建物の内部に な、 とである。 な、 できました。 故堂 Ł い人影が みの合意 去。 列っ カン き 幾:

見た事は 瞬に はたちくれかった あ 茶き た ば 限等 0) 41 限空 とを、 彼は今迄得車 30 間於 \$ 山 ij 诗言 なく IJ その彼方には林、畠、火もある音樂もある。 思達 だと思っ 中意 知 車 0) 、とんなに 走つて行 に百里 75 15 れ 0 5 75 カュ l. 6. った。 カン 匐<sup>tt</sup> が 3 かって居るの to K 1=0 7 叨 ておる 別的 < 都會 かに對峙さ 縛ら たなる鐵の 都會の オレ Hin ま まる れて悲し O て居る 屯 B いと 引いる で畫の 四人口と自己 Щ<u>"</u> 四人口 する 線艺 3 荷 彼就 de de 物 功名、罪惡 しきうに鳴 徳人と と自分が たに遠く cope 見た事を と同居 いきの その 地方 は は質に恐し 面党 せいで を 其 じゃら れを 此 かなる 心上之 空言が カに は 家か 10 を

川で来き 人とない える を、 さま 腹影 は 彼常 南 ま 情然とし は他生 6. た其心 石记 を 或は 人怎 思返 0 階段をば、 哪片 姿がたの L 0) す 引の 川場に 極く近影 110 か、自じ うに心が 見送ったり 分がな 粉 と流 明 き自じ 來总 ij 0 1412 < 6 む 迎轨 かえ b 朝智 夜ぶん 知し る 後姿 カン 3 1) 人生 き、 晚沒 2

の意 橋に日かのの 祝 盃 料理屋で 極真面目人となり、 7 かを見げ りも 一人の 红 .C. 親是 歳なな 交情は *†*= L いくら 小 た カン 12 かとし がたの 0 同語 な 語がに た から 加力 U 力。 カ 10 心心會上 か社會上の地位も、 大きなななない あ 4 D 12 促药 3 た舊 5 JE'S 0 る 今日當時 3 学 15 0 か 6 學友が **胸間**2 7 是が非 ねる ゎ ts 0 な書を語と彼れ 0 づ に、一人と新た或者 お川い 力。 頃 遇多 十年 1= か、 歌を 0

彼は今日さ

主

0

雨喜

0

3

降

りから

Ho

0)

MC

る朝

自ながの どう 私なけ より 强警 てゐるやう 7 と身み 7 證明 する なって 力。 頭點 がって動し す 为言 3 を讀 をば ると まけない 痛於 11 たわけ 捐 む事記 摩車 原》 來な 知し 囚 重なる i मिड़े す 为 れ 0 と なく 物きを る。 な 意識 べい 4. な V. とおんが そして其 無也 かに処え 湖大 大き 事 自分がの 3 0) に心臓 る やうな が、別に 力》 件艺 事 强意 證实 給車 したくも 大事 身に 氣 IIII 來 到 着 性 切らばい 選号 3 換 を渡す が激は 3 6. れ 勉ご ī た

断治

ľ な け 0 れ はこえ まっ 打造 り人を誘 女中 今 ま 明 たが は唯自 0 if L 供省 中美 2 1, 7 0 おる召覧 だけ 事 の時分が 手段や機會が今も 0 心し前にも 35 事をば 思想 0 進 < 使品 は 出版 れ 能よ 早やや の女に 0 る花柳 其等等 配く見知つ た。実 開戶 す 为人 々々に了解した って見 やら カコリ 女に接近 は を恐れず てゐる發 女生 覧悟を に内は 出さ L 私行 け 却かつ 歧心 0

最後 0 同 ば 専常中 尋 ょ が到窓 7 L あ れ 社 祝 學的 會記 0 同

君家は

けたして くない 状まれしも を強い ね ŋ ¹ 來さた 期章 ¥ 7 0) 日四 82 F 25 鎌む 公然外泊 文言を書送 0 思想 3 時長 倉ら の夕方爺て 0 は 開かれ -0 朋気を た 3 る 消費の 0 ま B の義 て打合し の許可 あり 0 徙 たが、父母に對 ł) は以前 此北旅行 住ったでもなった 理り 光学 を説と 力量 を得 でか 0 き過分な旅費を請い から同 を る 行い 作為 無流 事 た通道 となっ になる ないる ないのか 食 門級生とは 侧科 7 しては 张" 15 親えた。 問と に直接 反法 梨は

を逸しては他に外泊の岩佐が自分を誘ひ の吹きそめ 薬は 九段 清楽ない ず非り 出だ 5 栄製の 其<sup>そ</sup> を L 非常に 识 3100 の公言 れ 0 を 形 を 在市 蔭がば 歩き る 0 少いて行っ 闹光 言出 平、私 んで 町 る社会へ た 20 .C. が 4. す ŋ あ 0 1= で、 と岩佐 をを が 0 0 0 7泊の日實 早時 足官 打 で、二人は \* そして お 何気に と親報 ろ ري 能 來た。 そり ま L 俊 殊更に THE of 家をば逃る 同意 琐 世 を 岩な 見る出院 ちは 祖心家 はず ま を 暗らく 暗台 施、对 來 すたが 4. 心密を包 明なる 夏 カン す も今度の好機 木工 事だが 7 は را 市を うに が治さへ ریم 公言た関が庭され 州東き むりみ 5 い夕風 谷中 奥 町秀 儿子 形岩

> 5 さら に拾 Ъ· 僕 ti. :1i 圓急 問題 虚さ ラ ス 流 ·b. 圆 あ 四分 だ な 大丈夫

だ

書き 力

新たがね。 つて て安尾張つて たつてニ 大丈夫だらう。 私には 5 馬章 む。 又是是 を 不安らり 君言 三圓瓷 业 は Ħ. いた奴 て 讀は いふ樓だ。 圓彩 カン ゐ た ぜ。 ま 0 あ なか 僕でも 訓言 ŋ そんなら が de あ 0 大丈夫だ。 今度は實來地 た 子儿 る を漏り L 7 0 圓兒 カ> 10 の勘定が な馬ば 大 胞か 機ぢ 大だと思ふ ない日め 昨に日は も同意 なく 15 0)

7 な 1) 二人はこの を研 がい る 此 か見える。 事るあ 歴に 乳 たりは 师 大江 てねた少 び 作年ほ 繰返し 仮に 腰行 で、 L 7 C+47 掛 共产 FLE 葉! れ 1/2 都能新 i ち と 上意 得に 聞き ŋ 特別知知 から り合った。 花 阿夏 柳

開か れに引換 其 らば待合に 私送手 他た 0 研究 行かう 華行 党 人は きに 古ら 72 . d. Ιî. か遊り あ 0) 0) 心要 堂 る 火火中 解に走らうかと質は大 處 廓 11 は 越往 は 丁度私 废言 ą, 不 不られて かか 高 々 明 價 墓場 0 めた後 親別 ある。 カュ 都新 るら 否是

てしよ 情から て内容 岩佐 る どち 見み 0 رياد 利9 汚名を 心是 す を れ らう。 以為 ば が な 色 新设 何更ら 學等生 上蒙るなら 類に對し to た。 烈诗 來 が道徳は 痛 快 哪怎 0) C. 徳と書き って大 0 る あ 甚だ情 果る た 3 7 と思想 大院亦 れ れ等 部 is し反抗的 水子 腹門 ますく オレ 7) 敵に る に女したといせに同じ 禁制 あ 0 念を C から 孤二 を 全さん 犯家 じない 强定 私 L 敢心 辅? L

る

で自じ まざま なぞ 無心線 でも に既け ねて \$ 無頓着で 身常 L 否款 的言 抱治 ŧ 角を度 当 次 物二 な を 門がが カ> 實 新 肉に 1) 種 胶 北 へを通じて て見れ 撤 7 0 す 3 0 何完 力素 が自然日 抱心 一發動を感じ 包 る せて 15 0 たが 直影 たくて -頃方 0) 丈た 7 が 級だ 見<sup>み</sup>た HE K \_\_\_ る ょ 6 L 身智體 に美が 管で 場ら 來 種品 ٤ 1) での著 3 事是 坐ま 始也 事是 B 废に二 0 を 14 Z. な 13% 8 間 信ぎ 分范 えた事と L 度特 年党 た do 0 20 でた。 なく た。 H 以小 0 を 外かの 得っ だ。 遂 7 る 0 to 持つ る汗や 唯変を 寸だも 7 あ には 大な Ħî. 0 は自然かか 分問 昨 存 完 ~ 立方: な 0 P た 5 無む 作の \$ 0 曲。 猫や び 3 202

屋中 ば 然是切鳥 根" L 下に 独字 FIL 叨胎 瞭台 中气 際に意識 11: L 動言 111 付き 物学 な 4. オレ

容を放いる。 ならず 3 は 15 度等の い彼と から 0 た。 が 7 近える 心之 人込み 館 光的 & な Ł 降小 顺 10 熟讀 報告な なく場 6 0 カン 手 内院等 大きに入り 私な りき を 内东 6 機 傳 5 美元 は が 夜書 がどう 10 步 合き あ が 111, さま Ho 質地に L しく 身に 交色 7 坐 F を 來 れ、 が 燈水 是 個別 0 やら 1 弘 0 逸り 払 75 海がい 不思い 7 6. なく 7 桃 んで カュ 巡り 古本屋 出 書く響き から 5 ٠٤٠ ٤ 0 な小り から 雨空 や教育 -> ζ て寄 が 分別 7 議た作 L 家を なご 順 晚飯 1. た。 が無場に 當為 0 6 20 序是 た後、 强型 なり を たけ 一つて見る Bis. (2) 除 な 私 H れ 见为 方法で 0 0) 粉 道 7 用き 参 ず、 カン 時世 オレ 得なな 版 る 的。 Ti. 老 水. オレ に行んだ結果に が変に 絶えず でをなる 机 を見せ 7-樹い 义是 風空 供着 安克 が もら 妨 15 吹小 Jb. -C: 15 下件 云沿 時生 どう げ for ? ぢ ま 大文に 私也 远 5 ラ E 主 つ た 通 麻然 夜温 ٤ 1) 3 がい ts ン 0) 似上 前的 何差 接些 -C 雨息し ち 7

> 1130 事是 ある 3 かい 2 な 强等 かい C. 彩江 であ 製な習ら 7 あり H) 7, 0 烈 んで 派な希望に たけ 0 とは な 0) 時には忽 次~ 16.8 4. 间急 初 利意 ij 々 3 曲 得るは 女 は『喫 ど、 ぶしつ 小意 の岩佐 消済を、 娯 ALTE の人と 然 1 ま た れ 1 ち C. 1) L 0 る いかっ 0 味 初け 加小 別る 3> って見る る 決当 L 何能 オレ ٤ 額言 ٠;٠ 急が 71: 同意 して 7 7 如臣 114.80 心學 15 Ľ 私だ オレ Dip がたば 一般 美す から 7/5 元私を ij. が 此 暖 弘성 日間 ŊΪ 1. 11: 7 de de 115 て本に E. 残ら 早や 分法 0 た 脉 徳二 頃 RIFL 0 利り 更き 世と事との は 2, れ

會社は あ ŧ カン ÷, ij 23 身の上に廻って來たのである。常中學を卒業する。晚を Z, In. 常是 織い 3. 中さいた。 煩力 7-0 7 然がし 準備が 最後 時間 焼き 2 决 とした 待 分為 實馬 行為 初步 000 機等年次

**葡萄酒** HE 櫻 す 小さ 花器 這は暗信 ス から が 改ち 1 雨差 1) 本 な 虚之 抱き 路 行 度び 雑馬く 庭门 流 1/15 7.5 1 は栄養 恐した 茂 地で 生活 E -}-生态 面。 超 : カン から 校元 風色 頭蓋 1/1:

な

ŋ

召管

使品

下げ

女

自也

分だ

同影

15

和

が

あり

知

た

は

な弊で 私 を呼ぶ \$6 上影 N だ 75 が z 然 私 お座敷 B 中性 驚っ が 愕す あ いて る 居砂 ば

散え 草を 男を 定等 0 耳号 てお二人さん、 カン 先生、決 V 17 へが岩佐 ・つた。 ま す。入口の 一番散場は 一番散場は 一番散場は 一番できます。 を捕ぎ るい 女を ねる のいが、 緒上 K ま 坐ま 15 せ 催き決ち つ な ん、お約 0 7 20 私 3 煙た

## Ξ

其空 入りに口を上 れてゐる處 上京 私 なつ 達は 3 0 には妙 とどう決心 7 初上心 な負け が恥りか をは れ を、ぞろ と見らるのが E 力> 5 して 5 な 明けず れ て堪ら ٤ V: 7 此の -L が 私ならぬ 步 B は IJ あ 办 樓も 無しも B 6 穿けけ 足も His 6 ~ 上速 法法 L るる人達に から 登言 な暴い 立樓をす 人東京 京 初はめ な 頭 否能 利り て廣勢 心を食ら で遊び いつた事を \$ 生物 TS 0 何宪 カン 座さか 0

見みず

命に氣をい 掛がけ 合む 通言 の落 ち --2 力》 振り り廻して折もあ あ 7 らば何 3 カン 此 0 那上!

で発言が出す まアと 外の事件が成公式には する うに 清点 た。 請求をも一通 齋藤 败 外の事件に驚される式に過ぎない。 0 7-6 應答な 盛になれ の落語 な (2) 御 心と書物 感激を さんに 來る 海書 行も 馴 ٤ 柳浪が今戸心中等の著作と共に、私が 0 中 一例は、格子 福 だた。 れ る 坐 20 た理髪店の か、私はな 廿 5, 所 红 神が撃る 無ななば 能よく なると、 腰記 11 ij 御 手でに設まれ 70 が識によ 要す 礼 を ば きな を低くいて、 の事、ならぬの 15 御二 似三 光泽 によって私は番頭や遺手に店の若い者の實驗談である 思賞る それ つけ 0 遊ら ~ 繁外 表榜 ŋ で岩 に計算 L 興 松克 中家 書物 故學 7 春季からは新 0) TS 足 佐の 15 拒絶す も、此 子-膝等 但是 事 せや を 颜馆 も其の最も ば 新 ¥. はいろく を 虚しん を見て 賴等 上点 J: カン ン 红 明付部 る。 IJ の場合私が心 児気が て、お 0 r 帳 L である。 紅葉が伽ないま 濟生學 もはなど 公式 代赏 IJ 産業 女が 刺薬の £ ... 激 ま 座の客 窓で 想はあ V. す ľ 座主 到 以 0

げ 私を出た B -0 具に覺えず 旗管 を見る 元合は は

路を見る < 前きさ れた き うと本気 出兴 し得る で、 東 ŧ 郷だ 1 私 館 は か する 漸高 や た < 0) ٤ 人は。 H , o o . 的特 118 ねえ、 冗美 ٠, ښ 人的 だ け まっつ 0 血って

れ

人りにして 恥はした さあっつ を 旧<sup>で</sup> とんだい 儿世疲% して足り 兎と 然し又互の身を出た時には言葉にい わ 早場 بخ カン 早く家さ 角に其 してる を が \$2 た足で 見知意 田翁 鎌草 0) 10 なつ 倉 电 た の夜 ~ て、 午= 錦か 7 る 身を 午前は向島を 漸高 泊旅行 って 7 ず わ 77.75 漢章の 瀬沿さ け 6. < 15 け 草く ぬった も行作 を休字 どう た。 事を 公司 Z. いいいの 歩き午 私於 灯影 E かな は しさ してし 緒に 何とも 達是 ま 4, 質に -6 0 はち 一晚 ٤ 歩る 0 (J 玄 1 713 11 比" 思想 は公園 たのかう むを得れて、 1115 を得る わ 期 別なの ·C

食は [4] 私な家で 想し 人 雨な 遠外 親比 25 足 に敵な 0) 私 處で を見る カゝ オレ II E, を 人与云光 つ譯 あ 0 さ す が 13. 不5 昨天 3 知节 夜中 案 練拉 晚号 内尔 床。飯 事品 18

HE た 本统 向 0 堤 をみ 通信 オレ か る 次し 時等 第言 晩じ 0 あ 0) 第言 0 な 北に が 自し 様うす 1 を 此三 見る 0 方言の 置海

來《 を始 た市し 通ぎを いて す 風子 手下 呂ろ 真真直 मंग्रह 0 れ 20 を待つ 敷き 比如 ば (2) 燈り 15 感性に 突然 短火が 人は 包? た 九 00 段法 得ず 7 美 女がなが 公言 ねる で片手 松だは 0 坂売 打 風彩 面見渡す 赤葱 た 此 0) 0) 木下間 燈とくれ れ カン 0) まで 4. 急なな He ٤ 標場 抱艾 門えず立ち 來る 神児に 思想 0 長家 小二 を 海岛 たななな ぎ ٤, 倉台 0) 4. ŋ 地 しきかいと 丁度質 る は 眼的 被 禁を 止業 度 種品 0) 臨る れ " 0 ておれく 下是 菒 名 るはまれる に自然 降お れ 15 で 番いっ Ŋ そ き 輝紫 す يد 家? 85 す

るむか 7 17 0 を 0 人是 心なお 20 南 坂さ 朓 往 來 を X を見る参り 北京 は 卷章 大 ず三 ŋ 中意 が神保町 酒 小老 1112 から をば 非常 散泛 用篇 ま pu ると 大流 町通り面が 町な 歩に 中 状卷 目光 大 5 曲がり 1) ま が 書生 通道 0 力 0 角を ~ 炯にと 旦然 ŋ He 华的屋 駈\* る H 15 0 頭言た。 ځ ま 販売から 250 1) 見み 古の 6 利ない 15 晩飯 te る H 答待 な ば 10 を -0 を曳きな 任 其2. 步 1. 驚きる 0) き 步ある 廓温 後から のなっつい 李 は 物為人公 Ŧ)

た。 那な時等り に対象なる 私達は ぎ III<sup>ま</sup> 神芸 掛き 藤芸 やが をき 組気に た。 が 應じ 0) 0 0 事 私 暗さ 車夫 取 7 大は き J. 0 Ci なく衣紋坂 H しら 御部往营 私な 達 賃銭 分か 町々 成 軒でき 级品 ま カン ま る 走t 連な 打乳 街道 と共に 突点 4 0) の外に 11 0 低い人家に 火然何に 人公 を 乗り 此 7 رعهد から廣小 を ば、 No 1) な 12 記された 初上 20 に過分の 幼さ た。 私な \$6 ٤ 弘 私な 合箱に乗 ٤ る 馴な 雅る 都 d. 達は 北あり 強強により 上野の 安美 (1) 染い 新品 7 L 弘 意い 0 河流町 質問 路步 カン た つ は 肤み 更に常 を L 可言 人は から 7., F. 82 0) 不命 が 恐怕 市場下 研步 ら、淡路 1 ~ 6, を 分宏 意 確影 た場ば 田弘 渡茫 15 力。 散剂 惑り 0 を 含も 0 此点 肵 n 木が HIE 脚は町を 北北 知し た H カン 8 天が 12 る 車な 下 0 7 町き 1. 7 た ij 賃が膿き 黄い くらいない。 勘抄 ま 言い 0 あり cope を を と ド<sup>お</sup>た。 が 旦差 其法 過す た

达= 眩ぎ る れ 世に 程はたべ 引擎手 まら L -(-た から 6 明常 細点見記 ば 茶: 好き 屋作 カン 樓軒 最高 ŋ 0) 限めそ 黄いる 3 並等 初上 0 を 称 を 明から 0) 6. 射た。 連記 遊 だ 女是 -j-何恩 12 大りで る 0) た 小班 通信り 學 左き 町高 却吹てつ 右当 から 子.2 中恋 通道 IL3 す カン がる を 大震 氣き は らななな 味 通 海ネ 人々を呼び 内答 唱 11 の着物の るく 0 見》 地艺 地理り起た 思記は 元えた

115

那么

原記

٤

るる

0)

10

勸

星性が 方はらがく 河" 計博 さく ヹ゚゚ いて P 0 5 あ 通と 急 下げ とて る が 輝 de de 力》 弘 ほ 分款 1) ま 微なな 打 稱な 場む ٤ らず 研? 7 神養 感效 K は る 究 兩智能 20 犯量にな 如小 ば 胸寫 L. た。 hijs. なつ ねる 力》 0 唯たく ち 動質 置為 ŋ 进超 狭き 私な 高が -香 弘 遊 6. 達 折台々く から FJ.G 關 を 横野う 屋中 れて、 廓 足をに 無むの 知し 係台 根如 暗雾 Ti 0 -) 0 0) 北京 外を 共产 TI 表 た 間影 He (1) 高な 0 カン 6. 川口 · ## 逃 最高 东 红 た رمه 力。 徐よ 為产 L オレ 初头 ij 1113 旗 程後の を見る do 0) 门为的金 大智でも は が 付,い 仰意火ひ早は 7 向也

ぞろ 知しい 下產 氣きも 1下 0) 横町 立意 女 かい is 25 0 L i) 歩あ 逃 た。 ず 思想 が 步 1 V. れ -Š:" な 6. りが 0 村家 7 始登 自己 な 0 そ 恭 然光 7 が る 2 樓る る 側管 時格子 行件 岩に とう 6 る 20 70 虚さ が 0) 後かるしる は る 遊ら ださ 格 心色 容 力> 43 は終い (2) 5 標 袖き 0) 雑さな 力。 z) · 排物 廣彩 もう を 長煙管 思意 後はる 易 引擎 i VI 明詩 除 後前 通信 カ -C 11 抽法 道点 來 1/2 H ŋ れ 女人 34 た。 見 E 3 45 رم 人と 突 戻さ 狭業 返 th 5 私差 學家 H 1) 0 V 4 75 れ 横 H L 被背 方は がら 矿 知し た やら は ぞろ 利言 14 6 から 節を 行常 立等

Lt

熱病か

全界

たや

後的快

四

特色

な

て

は

夜ま

寄上

席世

ts

カコ

生物

懸

勉

殌 しも減多た **II**-5 時害な し 4 私なは 增生 11 が な金銭芸芸芸芸 與意 初地 L 是世 7 思電 dis 非ひ ŧ 0 專門 の特持 他た カュ 2 真價 を所と 者を心 を 総が 煩な英な 急り 変む 有号 値 71 立た を 世 0 なく 知しめ ね B 0 ば た 0) 0 0 、男を た 0) を な 6 を 美ら حج 7/2 5 ٤ な L 愛 7 13 気き ٤ 0 あ Ł カミ た ŋ く及の質情で と学校を学めた

それ

間等

是江

0)

關か

係过

オレ

一点

絶た

えず

私

心炎

を

46

あり

0

た

4.

カン

٤

事是

7

L

思望えか

私はない

登えず 3

> ٤ 如防

身み 娠

頭。

まだ。れた時ま

15

其そ 1/1

顷法

私

K

仕

身を

かし

た處女が、

K

精 は

神儿

的言

を

私だい

を解す

能の

が 0 ツ رم

な

カン 0

1

0

力をする

7

る 主

7

1

れ

た

0

カン

そ E"

んな れ

귀누를 E

少さ 洪芒

美場で

知しお 理り 私 あ 以 造作に為 屋で利ない 前光 0 0) の心を は 仕し 部 位。在 方言 行 6. 話作 -C. から 提 7 7 PU ラ は 岩佐 岩佐自身にも全 2 げ \$ 回於 た 敢為 \$ ブ 機 0) ٤\_\_ 遊 力。 勇か -其を で、岩佐が 氣 其を 廓 0 緒に連立 1) 得之 から を待 通点 -) 成在行 出。 It な ŋ 行い 7 遂に た。 カン 0 かどう き 0 3 經院は 無也 は 9 码 ば 法法 て 事是 息がなく 機き 使改 カン 7> を呼びなるないない。 をば今は を な不 7 野婆 なるではないでは な不能な な不能な なった。 0 0 西洋料 賜智 今日 が収め 知さ無むは 手切食 思をに 方きを す L しょ が 私に結 ~ な

L ぞ L 1/2 4 惑な 决的 事を 折官 私な決に 却たっ 本人 3 -[--恐 1) 妙 民法 通过废药 怖 反は 學 欲 隠蔽い な 12 敬の準か ope 0 6 苦痛。 刑出 途と あり t 上島 主 3 b たが を火め 事5 忘れれ れ 出で 6. 多 女祭 來書 人光 ず 淫り かは を" から 掛さの 即悪は犯す を清 な 渐 な TI 1) 聞之 がら TS す ill's Lili a 裁 る 3 事 と思想

如いて な 雪 例然 見みで がは 判 論上が 磨か 時なぞ 以小 が岩 所。判院 3

學》校》

も女の

事程

111-0

事之

ま

X,

+

ď,

妙等

から

N

ま

0

上京 らぬ 偵ご < ま 0 系 1) 用者者 港京 厚於 意 計學 間ま 11:4 機 さ 梅以 風し L 0 オレ 間書 到答 20 な かなし おかんがへ だだけ TI た 6. す ٤ を Ł L 個二 がだい よ 7 事是 4. ij in 7 女皇 を of. 心からず 20 水的 HE 行 た 何里 分汽 2 處こ 何是 L 6 勝 7 あ 手。 は る。 後き私なは 怪し 決ら 犯常 犯罪, 道等を L 者は

謝った、 娘ないと る安心と 在きを時を全等の取りからくた 不多 だし 元 1十 娘な 可加 1 L た 樣等小二 た た。 生智 な た カン 間等 411 は 0 容熟私 6. 涯然 て、見み 典学う 使ない 可か能の 使 p 4. 11 11 から を 5 さら れ 歸然 1 な た (I は恐らく 保 は カン な氣章 迎弘 - 3 0 カコ る 6. 東 護 作はな 寺に ts 75 cy カン 玄 其そ 0 に殊き 新夏 L 質父が -6 6 2 今度は 他生此 思なっ に思な は を 入れか 町 0 1 7= な れ 心を生 IJ 母は 瞬がた ば た。 かつ (2) 大病 親原 自なった 文災難 代於 私 6. まづ た。 ŋ y 0 F) 私 دېد を **(**.t. 以いに 3 がい 0 た 5 進さ 华宏 年宅 前光 優。 何产 ریم it 力 あ Zy, れ 孙 TS 事に 别為 くを悲かいる 公子 出で 0 悪砂 i .0 心 6. オレ I'd' あ 手工 持 l) 非色 カン 15 3. 3 罪以 を 15 事品 をは Sec. 出" ES -0

こよく

知し

つて

20

た

で、

秘》

鄉門

15

現

缺ら

點心

0

を

取

B

オレ

Ł

カ> 位影

. 或意

11240 萬

むを

事

事情がれて

婚

です

強い

3

ریمد

5

な

た

どう ょ

か

7

る

恐

襲 事5

II

12 なっ と得ざる

る

1)

を演ぶ

疑

き

口的

付金

より 女生

Z. 0

優さつ

力。

私な

谷貌 窓方は

5

時に冒險後 制度日本 17 が 不多 とを 20 が非な 30 和きる 熟場何度な 第に感じ 狼和 造 た あ 明め 8 47-床と 動意 差さ を覚ま 造や 0 感光 オレ 415 掛 ~) カン [1] 女是 即象 利なけ 事に から が L 主 た 力是 神芸 思意 HE 事を 姉か 來 進 のなだ わ 着 見みた けに行 服的 歩き る 支 其言 経院 私な怪事 引号 姿态 it 私 物為 渡りと 3 ومال 寸 B 据 何に た る落 新神肉體兩 加也 を 昨常ら 0 更に 7)2 4.6 が カン 私に今 心を使え た波 反法 與德 15 カン 限智 20 今は 膽気 10 李 L カン 小 其 明瞭に意思 宝内 らず 從つて なつ 凡さ 6 勞 排 0 F 抜け 生言 朝雪 7 现货 10%00 力。 經院 例。 れ 2 仗 礼 然う 前差 樣子 敬意 方等 何多 私なは ریمی 11 を 7 す 却 對点 覺え を苦鴨 調素 夜よ 初世 3 私行 者や 私なは かい 7 华 0 火 カン あ 予 12 附续 遊点 すに対に変 名な 外省 んな事 不 0 をし 海に網に 思いめ 得にいて 苦愕が 日本 0 オレ づ は 0 オレ 世 0) 同等目等 L な < 75 VI

> 心炎 32 5 感激 废折 を 其 (2) 人生 種島 レンジ 见多感急 1 FEET IN

そこで私

はし

111

然

船業

治疗.5

回兴

がき とその妙の 口らた て特 15 想 25 执言 燈 カ 進生 5 15 雅学を 别 17 つて たが た背格等 姿を 女の た意物を 嵇 0 教育 個二 あり 子儿 性的 女艺 心を 杨 心 顺。 鸦; 李 共元 1111 ず 110 印发 3 生焦立 致守 明: 3 す 象 1) 引言 تابلا 0 少 人で 大震 からから 柳江 がなさ ない。 附 当 1715 75. 心、光。 精汽 海子 ま 3 本 心是 で 理り 0 白皇 初息 が思い ま 1/19 0 が思ひが思ひ 粉色 赤京 あ 動言 15 6 0 止さま 宣真と ٤, は返す 3 41 カ

6 17 思想なな ま オレ とも 單気 開幸 懐中にま 獨元 山口 7 け 同語 ば 岩岩田 気電 カン 經院 作さ is 掛 多 光流に 記し が Ut 機は す 75 3 \$ 張り事を 區院 再泛 ts 力》 遊 私をに 6. 吏 剩。 £ 2500 勘な とう 缝儿 82 手で Di つ 35 0 前き 何沈 延 3 此三 2 20 0 私はない 7 2 14 何院 大学 大き事に 111 る 後も 獨定だ 3 屋で町で後でれ

な

6.

0)

玄

6

買力

7

东

金額

0)

7

有市

1)

3

た

と苦く

らぬ相談に

奴よ

40

成

功力

L 所信 d. 手に

0

7

私

は

15

岩原さ

銀き

町岩

0

140 佐が

料はあり

屋\* 得?

崩

た L do.

が

勝言

なれた

1)

光は

は 力。 7

11

内心 YE V 1110 排為 け

頃にはこ人に 行ゆって 筆を交別 が長続 する 测了。 情 7:0 度とし 0 休言 3) 刷時 刊号 奴な た れ 25 car なく思えなく思えば ×. 等 はくの そ 否是 な なる た が い町 没 0) は 金数やの一 後に語に が 明智 動工場 他等 在学 が人生 間党 (I わ -> HE に行 私常 私农 を放え 以 共 け 15 小点 注 だと 3 オレ 14 当 礼 É 達言 11 造立 で状な 0 だ 個為 る 校門を II 思想 日芝身で的手に 質吸 1+ 金莲 形 年史 共き む [4] J. -C. 11L オレ な 親 では 1 岩佐 希: な だ 遊ら 學がなに HIS だに ران ا -(" 17 - (: 于 不 ピ 13.5 月給 煩 生態命に他に 凡二 118 + 中落流 加导 再汽 田和 橋出 人學學 学 女 1236 L を 水 37 思想つ かぎ L 通道 なし 456 IJх 1 0 全さく 舊之 問答 カン l) け N 力。 B 遊室 科学 額分 入分 6 500 らいは 月音 UK を 無也 煙な 午飯 なり 時 用雪 其意 100 6

を

出产

L

て

20

る

0

様子が

開いて見るな

見み

間等 がある

連なく

背がの

西洋料理

屋や

奴が

C.

なり

それ

となく

佐さ

11

務也

の所用

を帯びてここ

日前部局

其と 女房

折官

門に小綺麗

か忘れ

果て

ムこムこ

お富の家は なか 料理 一引越 しろと 向意 屋中 0 いふ手紙を發送した。 ī たとば 15 红 17 難已に去った 驚きも 商品 -賣 が思は する 変し. 近党 所記 から安心 び 6 6. 事是 聞き ナン ď, き合語 す は更に分ら カン 11 た して 中 直様 る ٤

銀行、利は會社に なく をば 必ず二人連立つ 名な原告達能れ 力 は子供 散 地方 私達は二人とも た事を 々遊び な 位 って定期の 一子の名も 小間使の名も、なき持つた。私達は初めて ŋ 4 私語 i 年々昇進し 廻許 7 つ は 東京中 年以外 雇はれ上曜日日曜日 た。 が 其の食社の先名 共様 時等に お 樣 に學校を卒業し 富み 心心 0) 修密は 0 やが 遊ら は 消息を 早は 郭か 4. て結婚を 誰なも ま 、西洋料理 ら待合料理 を知 遊んだ から信用さ H と云へ るも 4 岩佐な 病氣氣 しして私 な 力》 屋や カン の計 0 屋やば は 0

体をなったは一番が変えた。 家は生計がいよく 流石に心疾しい私生見の事を聞 たと云い 月日に流産し の懲髪に ありな公人の三 の内儀に 事是 てしま あり る。 なり なつ 岩は佐 ||||t 立た 0 7 二四人も使ぶ たなく بلخ た。 ねるとの なく落 は 其と 其言の H なつ いて見ず 時分が つて 籍 支 事で 3 た るる有福 から 0 de. れ あ れて今では 田島 で ると四 つった。 お富気 出力 お富み 命 な 0

思なっ 今新橋 もだれ だ。 んだ t 0) でこん 明 在 とう だ。 何怎 -福艺 ٤ ね 電話 いふりがお しろ をい なに 駒あ あ \$ をか の時さうと 消波 げざるを 良心に咎め なっ 4. 刻で たば してしま け b 早場 20 た心だ。 かり 得なな の身の な 想に だ。 知し 4. 7 我想 書る -た。 逢 ŧ ぢ 111:2 Ŀ ねたら たはは だ家 op L かかむ 1112 僕 な 2 失がお富を 話だが 少し は 壮 6 は不思議な かしの か。 俊思 し は今日 L ts の不幸に たい たっ カン 0 なも た た ま

と質らかの 散記 岩路には 1 落ち ブ いんで、一 0) な 北北 云い んだ見ると虚言 5 2 中がと 畢落 な気き 宗教家やな 0 は可笑し 7 カシ 7 す るが、 移 を私たし 教育家が 言 互加 言一つ吐いて いほど遠 0) 僕等見たや 身马 0 た。 な すぐ 私是 20 聯 す 地ち は 0

幾過日

無 其

狗な

たす

6

10 瀬世

等

を追

氣き 人に 報等 病等 b 0 も子供 から を ところ なんぞは 赤ざ 上海 75 75 なんか 6. げ 0 0 やら た。 æ, なくちゃ 0 子二 5 15 醫者に見せ では 供は皆な健康 H.c な心持がする。 來き いさうだよ。 ならん。 聖書 玄 V: de de 思って た 明 處があ 語 力。 は 治 は 質に ね。 少し t-20 不思議 7 二年 は た 僕行 なぞ B 分言 悪い遺傳 四 B 僕 月 ď, 何党 は S. S. ٤ 村家

ル・ヴェルエレン

語な愛き片ない 4 < 日中 暖かい あ ふこと する人と ムわ 6 0 幕 当 き が 茶草 れ 人と瞳子 感がず 夢的 げ、 0 心地、 頭 礼 ほ 支ふ 211 靜。 81 3 を合すその いいる 閉影 けき \$ 幾月さ 3 る 뇬 夢心地、 夜点 借る 0 書物 火山 0 力 を ŧ 0 眼的 0 とそ こが ま き れ 0 眼め げ

三ヶ月程 思電 IJ

\$0

屋や

敷

る 八

た 王智子

分范

0

事品

な 紅な

気が

Ü

-

娘かか

通う

0

手.で

が

出たかくさ 20 母特 と云ふ なつ 私にして若し は は す 始め 大きん 再彩 分がで 長祭 度東京 カン 處女を Z. 目光 6 するとまた二 なないとと ね 田世 私を 生物 行け を 和。 5 ば **\$6** 度 0 仰点 思想 ~ 3 世世 なる は ば締 出で 9 の家へ當て 0 事员 機 か そ て てで 0 E ま がこ 分の宗教心があ 15 不思い なく過去 感覚 L 其を な K 8 相密 0 れ 田秀 に来た第二 たとの たも だ大罪悪が ŋ まら まん 目的 時也 成为 力 82 寸だ 議 0 4 儘等 ٤ い思る な 7 月過ぎて、今度は ぬ後で TI. 0 强 ŋ 4. じだと 氣き 過れ ととと ひて かっ 通言 かな愛苦勢をある。 日ら から 7 小三 明記 私なった 0 漸く大膽不敵に 紙公 心を L 目め 0 41 何處に 端は の身 2 を冷静 無る た。 同家 意場を ŧ 7 6 書が 15 だ 使に目 -) あ カン Ci 同ぎ た 0 なら る。 在言 になって 岩な様 0 7 あら 到落 上之 カン た。私 時に 0 K 事 IJ 0 娘 姿态 350 地に して なぞ たい ž カン あ 3 10 0) 何先 を Z L 0 ¥ 36

でぬま 集点だに と共に るも 氣きだ 其様 8 る旨の記され、直接度 ば 小 け ね 0 行水を 間等 家加留 しだと心から 植る 事 來て 夕前は 力 私 來た 使に 0 ŋ 中等 8 OL は 侧背 て心地よく単立 皮膚を撫でる。 身马 考 な 早かをつっ から が 10 近京 一等働過度の結果病氣に 真 0 力> 0 うと 腰气 暑に出 て は 付 上 ž か 涼さ 白岩 を り氣の毒に た。私は なく忘 例む 2 < から 3. < Int's L カン ほ 事 涼し 0 た。 幸雪 み世よ 音を 風か け 3. 親太女 から 掛 其そ 福尹 が聞える。 衣 4. 心者が葬式の HT の裾をまく け 6 れて 垣をはれ 7 しく鳴い が ねる 0 來す あ 思想 岩佐 から た 木 告さ 晚点 唯二 後色 いりか る L 0 ٤ 0 5 0 薬を 突き -K 0 た ぬかり 事是 ま 外をに 蟲む 晩飯を 然为 が、 ٤ な 二日中中 カン 7 関る -) 1 7 の音 寄附金を募 おた 學が れ Z た。 慘 ts ŋ 括" タゆ る 外名 0 地ち 怪的 は つて死 校へ行 今は ながら をだった。 上げた兩で がら ば 75 Ł ŋ 小生 地境が た。 心があ に兩親 10 な事を 私なは 同級 L がそれ 6 事 0 の高な 過す 力> は ま riti) 70% 私党 風ぎ b 主 E あ 2 \$ 0

> 實じつ 15 わ 0 #5 :35 1110 來言 L

岩は佐さ チル を 西美 せ 0) 様子 L 7 質. 加 fujto 問急 す 10 & 福 力 75 0 私

弘

と記さ 11 カン 手二洋料 似如理 れ 7 を L 變分 7 向也

あ

0

0

\_

件艺

った。

W

コ

15

0

だ。

氣 だとさ 岩路 佐さ は。 向专 4 た飲食 を 上<sup>あ</sup> げ る

3

13

夏なって仕なった。 とか ،گ، る 0 事 不少 だ。 もって が さらす な 来なな 來さて 6 何處で \$ 化 カン 社 當に b ば 方常 よし 3 が 外祭 が 0 な 君家 先艺 7 p 6 方きな 3 ガラ 願い 力》 0 6 45 親恕 道書 逃 2)2 20 を 75 が げ 村家 H 3 n の家意 0 ば T L 」 度を 何欠ま

早速其の 町や さへ 行言 0 つて 半學校 岩は、僕とは 家を 0) L 西北 折角手 た。 は は 後 手を出た の始まれると 後也 0 理り た 0 0 夏等 事是 子す 件党 を る共 L 私に 出で 月星 カン 2 掛か 中で 3 け 6 H 3. 大智 私物 に代が た。 何先 5 6 東京 す 5 そ 變的 政营 なく 3 Ho も當っ 2 想 不5 私はは 空恐し HE 行 思議 \* 房 分見 は裏神保 秋草 來た。 九智 向も < 其之 な き

暑上 た ちゃ 君蒙 な カン

5

た

だ、

今时

日本

學校

B

來二

な

カン

0

初信 de

5 n

さら

な。

t

n

10

法法

は

な

40

カン

12

ち

場場に

行

か

年試

驗以

0

成は

がが

分别

2

以心

後亡

月げ

は

(150)

の景色をは 0 羽结 が 櫻き 0 色が カュ 際企 なと 時候 念意に 0 1t ち 白岩 杯でかかいけ が < 、見える。 け オレ たく 2" 酒诗 宗 たくて なっ 压力 は 此二 何尔

光がに 0 休茶屋 き 0 行く 頃岩 7 7 風き **⊅>** カ> 來る。 屋中 田港 0 す冷語 州金 0 ů. 心持よく \$ 渡船 女士 0 凉、 薬はゆ が れ 15 綠章 る 乗の 流系 0 B 癌 K 0 滑な滿潮の 上に れて 0 あ 月ば 2 厚ま 3 れ V 輝 do 7 底色 5 る。 きそめた夕月 冷以 0 10 Ł 上嘉 宗言 V. 水学 匠 7-15 た カン お 0 は、お 中程 は はに目がも L = 0 7 ッ プ 其そ 投資 前きの を 内なめ

ハ分ふ 向か L 0 て土産 ば 岸山 獨がで カン ŋ つくと急に思用し 圧を買か 鼻鳴 は 足部と ながら ひ今月 へをら 0 たった。 橋だ て行い を渡れ カュ な 7 0 0 0 近就 7 道ち ŋ で 直 0 菓子屋 な質り道智

地ち を見る 日方 見 機能に は 話法 V. カン L 解示 ŋ 二軒今戸焼き 降され そり な き が 何處の から 立 0 える。 横 つて 凉 前為 7 がを賣 場ば 门岩 何ど んで で く 見<sup>み</sup> 虚こ 天皇 あ るる。 る情に in 0 か 刑意 6 え る B 人り家か 大岩の へなが 人公 ょ 0 治療法 わ 0 吹える 浴 づ 0 あ 衣た 軒? る カン が 下。や TI

一人皆

んで 4

のた今日

て見み

オレ

も 人

して

よく

いて

1=

B IJ

1)

笑

泣言

たり

- 亭?

だ

L

て、 だが

汗をた 達は

0

ま

3

90

5

٤

0

生\*

3

20

間當

()

あ

人

兩人

人姓

111-2

中东

れて

來さて

來

た なる形古 水 に 繁 た。 注で 文学 繁は 家いの 題と脚序流で背 前き 7-0 0 海瑠璃の往来に 立たな は 行宫 を 家には 從 t カッキロ を なく 聞き 人是 6. V たが妹が が 7 公二三人も る 2 た野燈 0= 家に 立ない (7) 幡芸 間費 灯を認 7 常き 玄

野けで

した神を 弁ない、 都流 とない つた六 松岩 えつ 鳴なほ 側部 B 0 6 して H 薄暗く ある古び、 折貨 F. 0 で 外には 時々前 々恐っ たり 此是 な は 聞ん 3. そり 分心 方に 理な 南海 を訊る 20 小動物 新年附 を初め、 < 坐其 云 p 中ないに 小二 た つた味 髪は 0 V 红 L は 何彦 師になっ 學之 ラ へのあた 庭后 7 掛きを れ **輸色に古び** 録さ を云い 稽古 「軒の風鈴」 が して V --82 フ° 前党 あ る 0 新行 美人生 11 鼠等の が 本 上之 杉 0 ŋ る 後 カン 古まけ L や型は緑日 八 とこ を を に 0 は け 八層の 畫法 op 废 走せ 商人らし がや .... カン た床と た節が な る げ き 1132 ろ す、今に 天井から た葭戸 座り 20 級悪を 無な た桐ま な 6 なから分らぬマルカル く鳴な カニ JE ST 間。 破岩 資料 さら カン 小 を 雨漏 小机を中で を立てた縁 オレ 」植木 小机を中に 7 和学品 後 掛摩を 日的 を ホ 廣告や にして ヤ を 兵 兵で妹は 称: カン あ 0 樫空 カュ を ٤ < 量る

> Vò は

館が 意

乃公公

頭

をなぐ

た

にしる、泣な

見

を

た白いか

番頭

L

る。時 親昂

能力を

分

さらい

ふ人:

どう 3

事

害

0

なくて

夢ゆ

٤

i

カン

れ

TI

思想

て、

れ

京

が、

今望に

な

0

山

其そ

事是

0)

貨

は辞古 す ま 6 緣 < 10 坐点 -) てい 园"

> 其を過むて、 悲なし 可かて愛は見る 遠りの 光がはも をは 當をか な do 明書 きら が れ が なく 4 ち 瘦" ٤ る [14] Ł 衫 暖な 4 豊まの 道為 自じ唯た カン ----1) 4 0 自分もたく が新入娘が 淋瘍 樂 以口 を 3 から、 け ょ 上智 L 漁 4 た 10 でなが た服若くて をば -5 明念った 6 小 不思議な気が とか あらら。 だ とうノー ٤ 作でり 何完 々は 此 0 身體全 然う た が、 オレ 気も 0) 生 身體をば 0) が 美 質家加 带 海沿いの カン なく 高 3. 々 と思ふ は立派 は ナ 河. V を 形态 自含 110 質ら 称意 行 なら す 感ない -3 中祭 TI 質屋 -0 TS W 経じ古 月げっ 老け -0 -}-1) 10 豐言 通るに 0 1) 醒

す

JII no

方だに 下げ 出程 すと、 も今月 駄た 110 变 る 師 盆栽を 福 職 のを 0 家々で 0 ので からないというないできないというないできないというないというできないというできないというできないというできないというできないというできないというできないというできないというできないというできないというできないというできないというできないというできない。 行ゆく 権けっは 暑さに 並な をば 6 の鼻明人の 女房の 焚く 行水を L 1 HE ch ch 夕方に ま it そ 密 動かっと 今はを IJ 0 造竹 Ci 0 0 0 事意 格子戸 40 Ci 竹を -カン 0 7)2 0 瀧等に 事態を 常等 17 烟点 0 24 句意 と共 家を 気さ 然に ٤ -) 5 學是 津で 別きる き が 意 He 其 坦斯 用 0 はなかなる 7 部儿 ぎ る オレ カン 朝意のかなった。 匠品 ap 3 0 れて 7 2 ~ 2 力》 7 ね 真りの 婚腰であ

島が中部 Par 中等 たがれ 0 真ななり f 0 0 住居 節さく を 過すぎ 居なくなりに 知し 形で 氣言 際語 込んで は 3 が 名なないまでは、き渡りまって、 保証がせ 痛治 0 43-C む の空にかせはくし テ で 大のである とて若 來る 0 ク る。 で 時分に 力》 ~ 秋喜 41 かけたる くら をきし になっ し、八紫 経日と ts "s たい なだは たと 家: よ が放りを持ち 頭。頭 いへば の後の 0 鳴な IJ 思い先锋に教 き 7 0 カン 7 月的 クタ月 步 5 制态 玉智 小梅瓦 今だに いて 唯わけの立つ がま 2 明芸 行 崩し 0 町っだ つ骨増 力。

堀り。 たなと近っと地が通り回り 庭証並無た 石じん 割物 をだ 士生 据 處 L Ti. づ た小心 地方 た 拉等 \$ 3 7 あ 3 77 にい時報 狸 B 植木 がなったけ 4. 廣流貨 屋や 通 屋 から直ぐ 数 た特質 沿芒 れば行う あ から まだ う れ ば ~ 空原は 0 家や田さをの 外言 ま 巡や分別 11/17 カン 10 ただり 12 ま を 15 地に立た 大点」 75 ~ d. F. 5 1. 田祭を立ち ま 手でほ が 7

小意

H

西門

HE

が

燃える

焰

cop

5

10 祀法

狭業

大意

が

3 · 2>

7

來き樂に

朝きつ

日でふ

顏

0

が

家公母是

た

思想

貨を家の 水売 田<sup>た</sup> 第二 11 l) 3 V. と思ない。 概 行 け 2 ま 用き 記さば、 を 61 0 4. 水系 あ 札を見て 雕家 を眺め青々し なぞつ 学か を 網月宗 に放信 章至 なが 然かし 返. カン ので見て見ないくと ら自じ れ等ら す がか は宗 分流 る度なく # 8 -た た 0 一種の葉は花 田なり 女房 ねる ま 匠 る か 82 0 だけ 무병 手で 0 人允 何是 が見事 1-8 カン 1410 で 1) 立た 0 F タがせ 大草 な 見えるから 何与 錢勘定: \$ 北京 信ぎ 0) T E をば かいけ to 質に巧い 音がるのと事を 11. # 7 其を覧き 倒力 7 7 0 れく見た 気なる 月 見かの地 Mrs A 116 胸はや

胸智歩意風電水等も をきにを土さのだ。 をもにを発音でだった。 山まみをさ 20 る 休りは 渡れた 休ま 要の 新きなた 人家に ナ 展を子で 学で一杯で一杯が け 7 暑さ 田だ杯。と て慌が、ま 15 水舎 11 K 灯 は少風を下の腰を下 0 が見えた。 集は っと 面影 櫻さ 0) を 黄 だ店 を カン る。 だ。立な 帆は正と客よ か 産品 げ 離り吹き を きゃ 11 月げ 早世 き 主 U. 11 دم 6.1 15 休字 115 けれる行うおかれていか 17 7, 暗言 げ ナ 35 ٠,٠ n 神」

だと

思

0

5

云ったの 話わ 題意 れ -5 變分 長古が は ねた 廋 化的 用電 0,0 娘すの" や佐き 時等 10 竹をは むたたい 郭言 原の見世物を見に行った。それは、これまの頃が 時 " 3 6 分差 近び支達で 涯ら 自己 相信 然艺 思蒙 TA 明治を HIE 3

糸と < 行き

かへは來ま 5, 通。 って 矢背 玄 -}-格に 中 ぢ から 47 來 あ 5 3 直等 ح カン 娘 き腹切り 0 光緑の 5 벬 作屋さん 立とは 二出 ながなっ るん だ 10 do

て云ひます

が

12

2

76

野さ

は

何怎

カン が考へるらい

度にな 17 ょ 14.6 今夜にでも遊 ٤ 3 宗匠は急に元気 口名 0 0 カン 3 0 びに やう 4. つ ア家儀 來り 0 ま 4. apo 世 た、 だ。 た 7 から 6 子三 好心 7 供電 Ko \$0 4 娘だ 盟は 0 は ね 時書

水 以い ね 前先 ٤ とち 煙管をは が た 長さる 今は カジ 勉分 强急 ざ 力> ŋ だ

ほ は 0 7 'his 私 なら カン 0) ね 7 僻给 75 目め お前き 間葉 か きん。 6 遊話 \$ CA 知し よし 7 れ \$ 15 \$6 あ 豊は 0 0 道智 ち 實 ら首は de 12 を 力 なら どう ŋ 長然 は < 75 ¥, 延 45 ٤ L

> 息を外を たきは皮を 待なのに 糸が病氣で十日 の信 0 握りだ 様さ を去ら り参う 7 Y. 11/2 ねる 子 ع 笑かし 立等 かい ず 10 が ~ 云いは 様子 唯二 糸が な ·LIVE 何完 計れた ( · 4, 配は て、長額見る明常 程に とな で 1) 程度 .5. を 其子 其そ 0 B る、 の稽古歸り 事。 II b 10 社 應ta 時じ 7 に心配で け " W な た。 4 関党其を op 孙 61 20 なら サレて居った時には ŋ 0 には一足 をば長書 さ。 ソに毎朝用 なら いっしとい 豊と は、 は た な いつぞや は長き 事是 長書 だ 11 たつて窓 はから なし 月号 B 75 2 ٤ は 龙 \$6 ず 輕な は 6

長吉の節 其を ががら 次星 方に の間まか ij 振 3 0 って 時計が九い 返か ŋ 來きた な がら 事是 其その 九時を打出し を りはけ 知し ŋ 急まに 様でお響 L に話 時突然 でを途切られかける 格言 子儿 月里 15

の白い顔を襖の 小一先艺 大於 返事は から 早品 聞えな 病病 氣 父さ 山様長古は やら の間数 長 C. かつたが、次 だ から ね 時間早くい か は 今夜 居つで 溫 順 火の間は、 は U さら it EL たん 15 包支 だだ。 さら を 投作

田浩

な

色岩

残艺 暑 0 夕日 が き Đ) 夏生 0 盛 ŋ 烈

> 全體に薄暗く 節かか 堤でから 沙の上 くきら が、恋望 您 望る 形言 やうに とし 9 0 CA 7 8 た。 艇に 0) ろ をくい たば 般残 ば恐し は 可心 上 20 庫 上を持つてい ちといしな たを接続 早く夜に づれに夏の る き L 0 見る つらず 真白なべ ば カン 4. ~) "Z きり 小岩 光が ij かっ 上流流 かがに体 りり ほど 灰色に 横は 間ま いて動き 河雪面 ij. ځ 別して、お 行的 變的 九 がところ 流の 11 d. 思去 名煙を小す る葉櫻の 真暗 なく (2) 0 荷船並 消えて 帯ない た。 變色 方に消 -1-すり間を 0) しく 15 初上 淹为 、渡船に乗り やらに思く 流系 燃えなか 000 4 なり、 72 秋岩 0) 木立等 帆四 矿 た荷船 极性 な オレ えてて 11|6 芸もの 黄さん る Hy < 來すて、 は た。 11 0 + ريمد すっ 刊び L 此方 葉は 時は が 反法 は から は 染め ま 遙なか 幕のドリ 近日 殊言 0 が 15 映 一面と学 立; やうに うの問題 居る人 やにはふ V. 更に大 あ してゐた 川龍 75 L いから 1.4

黄き場は 戸さ 庭龍郷いた 楠だ から 橋は 先刻 EŽ なる i) 絕生 旗當 6 既なく関い 河湾 見み から た リ お 人ぼり たり ょ 米と 或意 景色 逢 . 時は岸 りたか を دم 約 IJ 夕か 果をし めて 消き 0 L え 石也 7 時じ 分だに 或時は 渡 今皇

憶智 Y. んで 0 なく消 中夏 ま 残은 いえ失せて 3 ば れ 7 25 る ま 何詹 0 も彼 0 だ \$ 煙に が 7 自也 な 日分差

ん、質は二三 中語 10 よ。 私む ٤ 0 方はか おきょ が 突然話 76 北岸 魔ま

稽古 で バ 考男を 0 で 兵 膝を 衛 小三 和生 0 V 兵 衞 声げ し をさ は を二三 尤もも 度繰返 た 後空 りては蘇か やら

ね 非るそ 0 た カン 赤石 11 0 Ŧī. が ね。 日前 市區改正で 死 移さ んだだ 其を 杉 なく 寺る 0 移 0 相談に行い 同じ言葉 か 取肯 B 拂 ち \$6 7 C 使が spt. 2 15 から カュ 7: 尘 な 來き 45 總台 墓を谷れた 返か な 思想 L てい 2 2 中家 7 だ た どう 駒s つて カン 0 込ま

> -> は は そ

を

が死 「成程を んんで Ł 17 月は 11 5 て 何於 年發 6. -1-事是 なら 打造

どら

L

まし

心治 首を 傾か が 男を 考 DE 0 離ら から 月げっ 地ち K 0) 萬り l それ 引 0 受け が は 取访計號 --々 寄 話 は 女名 0

> た、海泉子の 羅ら 貴とひ F , 20 家かて 共产 L た店後 t. 遊さの 運える を得ず併 1) た。 後ご 0 11 70年に 傾む 沿家 な父 の番 6 和 頭 處が御維新 礼 ٤ 小二 ひにに発き別な から がい 來さた 111-2 ただが から 蓝旗 を 0 变 表町の 北北 折貨 勘於 れ 去 6 を渡れ た。 此 た 折火 の方時勢は の未名が 不 村様屋でからけ 匠はつ 相模 る 事 風流にあっ 5 は 際に 10 からなった。 妹記 きに ٤ 變遷 0 13 身と 昔か 1) 味い 要を実 質量 の質を 名法 6 金 を取ら 次に第 \$6 な 月ちは

け

派な月給取 一とり 文, 5 5 な ů, 0 7-10 維月宗匠は あ ٤ は 13 から 全く 気が 事 数 を幸い ば 経じい 此。 ŋ < カン 冷也 の一人息子 ひ言 Ŋ 15 \$6 理点に で、 43 か L た女親 12 商员 津づ 秋な ば わ が f を なら 0 丁長書 カジャ は Mil 干品 いつ失敗 を 认 -1-Rd と大學校に 1 0 0 世上 生 ながら、 出版 計 つて ts 世世 飯 る 立た 居る 人い を 男を 見よう から子 カ・ 孙 7 長書 腹に で分3 ら ٤ る から cope

ガ で す ريعى ま す 歸為 ~ が Ł 夜心 IJ 11 ¥6 豐 は 晚艺 は ば Đ ね 得意ら p It 學校は か 今夏 思 -) 休芋

> 宗をしたる 程慧 ち 11 子供電 カン ٤ 7 t を る は違款 分から 持つ 0 カン を切って 事. 今時 路で が 大き 0 校か カン 1113 D 學於 ま 6. 740 一當等 校う 12 行 た 0 は け 悠久 校常 心 رمه 11 ま 乃なな 事? 12 11 公

え

時じ

過す

本

主

よ。

证字

あり

疎さやり 大学を ある 「來年卒業 た んで た の事だ とこれ すっ 經 省 T ば お豊か から かりは急つ ち云流 11 もう 試験 何德 後かっと を受う て ¥, かい 一覧 主 る ケヤ 大拉 張は き 7 説り ŋ 明して 時じ ア 勢芯

夏ないと あり 足 15 え 度ない 11 7 もに洋服 其卷 Z 月謝ば T ま を 圓 抵 カン 清き ij ぢ 2 ガ やするねい が 东 が毎月 き -0 IJ 7 玄 順 반 世 靴らし 0 なよ -) 其れれ って試 L

時等 入い た L 0) रेंड 其子 豐島 れ 日章 は から な れ か 程度に 解記に 1117 湖方 あ 門子づいてか L IJ ま 7 さう でい 無む 3. ts 吉乳理り 心是 至 (7) 0 だ 程度 ٤ 河下? \$ る を 0 な ٤ た ふ気 から 歩か る分割を 何符編章 から 月じ < do 见 大學 11 そ せ 立的校

うと申出 長ちゃ 付きんの カン 0 響がが 殊更 17 かき やざ 流は 2 ※長古と相を傘に -長吉は 晚堂 \$6 あ 7 -知ら から カン たり 切っつ ほ 年亡 0 お糸はびくともし 上う 悲欢 4. 0 かつたで ない を構設 る し 下町に行 結つた髪なんぞ。 た し 事是 面白る た D> あ た繋を直 < 16のြのできるでは、大いの旦那だよと怒鳴ったいの旦那だよと怒鳴っ はず橋板 を 0 0 道に迷つて 0 眼め 75 8 さらにずんく歩いた \$ た がこの \$ を ・最高が 巡誓 0 初 杉 ٤ 国語 に突然お糸い Che 糸であ D2 る d, お遊に臆病 水と 變 カン やうな心特がして 7 からお糸は長 氣<sup>き</sup> に さん お糸が先であ の上に吾少下駄 場合寧ろ悟ら 藝者になって ŋ ٤ 200 ながら、 れ 方が却て心配 なかつた。 のない元気 と脈け つった。 て皆れ 入ら にきけば分るよと云 が \$6 がは行ける いかは行ける は云ひ では カン 75 ないんだも 0 け 宮戸 出汽 で待ち合はさ 力 を 海路 寄っ 平気な つつた。 6 した偽め 13 を見る 力> 座で 一雅さ 7:0 かっ を まぶ 4. L 鳴らい なか 0 IJ 息を 36 7 る 4 製品 立意見 歸次 瀬麓 れ ものが は -6 0 は ば 6 ŧ 0 す 世 カン 古もは

ば 4 0 やら になって日には な月記 0 光にも一 川ない、 向等氣管 お 0 米と は河 力》 な 水学 4. 様子 なか MES

て云ひ切り きだす 6 HE 70 お土産 行印 から 圧を買か き 0 とか って行くんだから。 よ。 私お食特だよ。 3 力 °° 長吉は吃 しとす 今夜は。 る たく やら 伸索 15 业高 店登 L

7 力》 て來てよ。不斷に なく -> ち 0 do 不断点だ なら オレ か ば V (2) からら 明 ろんなも 後っ П 朝書 は 0 を 当 を持つて行 っと節 0

向記 地方 まふん 一明後日歸へ 得乳は 心をぬ 何放験つて 人などに だらう。 け の館を な る 0 を聖天町の 水で ち 0 まふ ょ。 そ お糸ち んだらら。 \$L どうし かから の対 やん 又彼方 田で は もら & Ìĵ よら 11:2 僕是 上い ٤ 1 制度 れ F は食物 なり 路路

滿克 んだも 私心 少さ ¥, つしは塵を ょ 0 生 ほど 縣分 遊 曇し びに節 悲愁を帯び 76 務古 7 來る 共产 0 わ。 訓え なか だけ ge. はしたからきち なら った。たい れ な

な

いんだらら。

て相方の好意

カコ

b

112

然と

お米は葭町

行

やう

つて居た 情意

-

闘わ

係点

らあ

り、海峡

事が金銭上の差理ば

カン

ij

場の御釈造の世話で含の厳州屋の変はさほどに困っても居なかの家はさほどに困っても居なかの家はさほどに困っても居なかの家はさほどに困っても居なかの家はさほどに困っても居なかの家はさほどに困っても居なかの家はさほどに困っても居なかの家はさほどに困いても居なかの家はさほどに困いても居なかの家はさほどに困いても居なかの家はさばない。 2 30 是非限分に たお と云流 再会び 町で橋場の安宅にゐる御新造がお茶の 内職にと針仕事をしてゐた で なぜ然者 、分つて 帽子 父だ 30 米の父親が そんな事きく のきく < 米は出に長っ どくしく した るた事で、 は四四 製治家で 事か して行来は立派な藝者に なんぞに dî. らであ 年农 ま 音楽 練返り ある。 だとい 4. B なるん 南 よく をかし きて 其の起 放り屋を出 つと前に 知し 御新造の 居た が、その得意先の つてゐる事 IJ -11- 2 カン カコ つたので、親に 因 から長者にも 糸と 0 收点 其子 は大工であ たし、 なった。其 から母親は の質家は腹町 L いり親 の頃を したてた 姿を見て たいう はお +J

110 5 П\$ 分龙 カン 行力 ねば 為めに 別を惜し なら 82 質 电 む 0) L ロやうな調 なら、 た -0 もう な 子を見 少 し思しく お糸だが せて

暫に

くし

から又突然に、

る

20

0

\$

むる

非

古堂

おがい

水: 12

から

最高思想に初いつか 15 0 映う泊蒙 ち 添え 急とり IH'e あ ŋ る した川洋や 3 1 1/13 て 低 新 は る 4 L 小三 L 心是 往來 と家言 83 堀 船流 處と 5 家公 の水に美、 た。 K カッろ 0 燈火が 橋は ら夕飯 0 一階家か B を 日星 向ら 長される 今は 出て 日 を跳銃 魔養寺 を海 しく 戸外には裸體の京 らは三味線が開 6 もち ま 骨を 83 0 すっ 三に流気 0 Lu 來る から 礼 夜や 否は 時 4. 學於 the . が聞き ががで 木を立ち 橋心 門部 主 亭站 だ 日<sup>ひ</sup> 0 き でえて! あ 下に夜 日質に を ŋ 15 倒点に 渡りの落 b かないなき柳雪 から 5

き 田<sup>だ</sup> 段汽々〈 腹竹等 満まった。 曲点様葉る T に長等 る 朩 に濃く ì る に流流 夜よ 否は In. カ 0 柳东 餘 なぞが 路を 归头 曳 p 0 イ れ寄 13 描録き用作 常信 節で T る 明かる 0) 3 あ `` ち 男芸芸 石智 TK から 長書は 逸早く月の光を受 中海流 女が二人つまれた後、川 ま た瓦屋根 3 かる 下の薬 オレ 0 光に る は オレ 自己 0 から が 木なり 日分がの を知い 搔か 水きに 3 山谷 明 影が橋と 0 御二 た 雕裝 温沙 け 理光 れ 巡信れ る。是邊に 礼 通点 枚の意をかがあると た権が、 0 IJ 7 横さ お カン 輝心 さ 月記 7

とりた 方きへ とがた ちかがる 0 0 7 歌え 7 さん 橋で 3 ま 小家の前で歌る も了らず、元と っった。 の欄子に腰行 0 打言 0 急足と カン it で古原土手 で 金箔 7 10 4.

房が日和

下时

B

を蹴っ

立た

7

大股に

駄だっ、蝙舎

色はいいない。

110

小包を提げ

貧き

し気な女

<

L 靴の

~ を

は

V 6

た

師

5 0

L 10

V

男を

0

通信つ

來た坊主

あ

いて

兄端行

0 麻害

股引き 0

15

I,

た詩ない。

のに橋を渡っ

つて

來た人影は

11

思え

60

僧衣を

歩いて

もう

4

くら なく

待# 砂点

1)

長言

先きは

よ

ŋ

B

豊かに

明なる

1)

4.

氣意

見みに

悪る移るは

光刻よ

なく

疲忍

れ

た

眼也

を河の場の大道は を

の行き知れ 話法 話樣 日たの L ま 長き は ょ L 7 0 懸念と 知しれ 來《 1" な から は ٤ あ な 40 行ける 一種が 歩きぶい 3 る 0 岐町の 種品 カコ 0 も忍る あぐ 事的 0 ٤ 0 な あら 水。 0) 恋哀を 製者 ふよ t 日の無人が 心意 家女 感じ ŋ ま 0 道等 も今夜 \$0 た 赤と ば C. 0 かは一大な 6 経験に HIS 0 を 此 だ ば二人 掛か 食あ あ \$6 れ ち 米と 玄 け す 0 余智 自分に、何 た自 T 相談を 後 き 0 300 \_ 7 粉 明じ まざ 米と かっ g か

長命寺

0

堤の FE.

上文

の木立

かっ

多分舊图

多た長さま

居七月の時

1t

影沙 は

消えて

満月で

赤味を帯び

人龍

な

0

月子

け

7

る

堤ッ

木でなった。

ま

٤

唯ち

た

0

見え

ば

1)

0

他た

から

此方

順

な

11

殊

110

日岩

400

居和

を認さ

85

た

空音

鏡がいる

明意

0

星でいる

红

0

初もあらゆ 藏すし 事を自じが な 分が 偽 ŋ 父が だ。 が 原事の 7 O T 6 なく 池沿 礼はの 祭き鯉ら 田万町の小學校へ記憶の数々が 今夜 壁之遊 れない月 2 0 へ、表くんだ。 15 知しの 机表人 0 な 北 事是 がだな 変なやが 対様は 5 4. 0 きかか 如いあ 40 れて -C アと 行行人で 何かる カン き が促り 奥沙 は特別 7= 7 ts と最ら言 1) 川岸 れて L < オレ y. is TI 頃る 光智 な気が な 0 遠法 見る 嘲味 思想 カン る オレ 45 111-0 句は E 0 15 かい 國色 刊智 やら 4勿見 オレ 近 6. オレ 24 を 1312 0) مه なら 因影 再套 生にっ 小言 板質が 5 思想 75 15 to 行 師かい 0 暗沙 -) Ų 上 峰。最高 竹室 オレ

諦め 其き無むんの理りぞ 師是 け 無理りだに つ。三 0) 傍意 た。 域なる ٤ 糸と を感じ かり ts カン いかち 町なのでに 内を折す数や 一、おを 0 製書な IL: な から計 170 節を 40 0 4. 即つた。學校の歸り一同で毎年沙干新に 分だは 境法 内意 米岩 6. 事。 んだに 原的 ば it は 杉 を 或年七 糸い ts 田岩 6 な 思想 糸と 6 圃 待事 4. 11 返しに を 合意 師記屋! ٤ TI 82 北市 引学 る " ٤ 반 L 臺 決写止さ W 年七 6. だら た: ... 下是 心之 H 人な道路行物のにく 田 果はは た 0) 5 敢は到きた -1-0 7 船引 0 0 道言 知し は 底 藏门 毎き上さ 6 成 2 あ 起き 古書は 专 رافي な \$L を だ 0 Ł

境法

ま

歩る

-修た

> 古智 に家

6

四ち日か

118 0

(1)

朝鹭

4

0

弘

0

90

5

15

-1:

時前

を出

3 云

カコ

礼

TS

6,

-0

11

な

た

为言

共产

今ま

0

机

10

to

6.

約次

は

北北

馴な

た

た。ながのが、

挟い 17 け 0

疲~ 觀

れ

3

人是 -(0

が

0 來

石に

カコ

け

る ま

ريهد る

15

本诗

堂言

0

ン

チ

0

上

15 腰を

腰を

下る

學系 身子 あ 7 n p を ま ts 7 11 L B は聞え 0 0 ま 長さきな L 質に け、 感じ 時じ V : 0 燈をしな 淋漓 初じ 八 長勢 力流 83 6. 夜よ < 7 0 カン 秋等 色は JL はす 0 3 Ł して 地を 下げ 時等 馬太た 2. op 15 of. ま 0) な 舜な 澄す 芸芸と なく 0 は 15 B が 遊ら 蝶は 成程 更小 0 3) 秋学 だ た 17 ٤ IJ れ 渡茫

寂上内在

連外

時等

人皇 た

カン 0 0

家を出ている。 持な に待ち 場 では 4. とは 望智問為 神なだ田 用き事がに む なんぞ 海电影 た もら ま 11 見たご 全く な一字書 る で B なく 步 吳 やら 5 たつ 6. 夏等 昨時 消えて 4. 福河 が れ -Ė を 7 で る 0 三巻 行ゆく 辨常質 み カン 與意 あ 0 0 主 L 0 つ 目的 気力が 好性 た。 6 る る ま 日かり 處で る を あ \$ 0 開からと た。 其名 が る -0 0 日的 F. なく 事記 は 0 力。 を な 0 0 5 ٤ 學於 0 長ない。 まら 5 な は 日のば 緒と 朝喪 -) 0 學が変 < 早城 ts は が 15 は 己 包? U 心心待ち 物新語 伊持 いと 0) れ 5

て、 思な春時聞きるは納なえ。 平公氣 たら を認め ば脱っ 重への初ば奏げ まる。 ある書 1:3 階段 治を経 は Ł 鳥からやす る。 織り者も 野野の 其子 6. 間 0 吏 0) 85 職ん で た。 7 は 生芯 其 を 手 0 0 が 溢意 迂散 中家 式 掃 y, 南 から 入なべ をし 投作で だ青泉 見み る前次 共产 同当 口毛 红 には 0 日七 れ には桃色の 低いく 0 雑ぎ を 時 世 を れ る な 水る啼き カン 多が今に 木华 清路 城意 る 85 げ 摩鳩 記ない 中ない 何ら ま 作品 U 堂等 7 رجم -g-\$ 引着 拘らさ 污 濡沙 に長古は オレ 7 L み 0 & B 16 5 た單衣 オレ 0 だに カン 隣な 2 B 6 15 羽は大家葉 長流 下办 た御み 為た ハ 手で ず カン 20 紙ない 何先 曇り 幾人 朝勢 を る 朝 ~ 8 は は偶然に E 手洗 洗 から 妙 5 が は 露り ン 力》 电 此二 三尺帶を 爽! 絶たえ f チ 1) チ \$ ( 后等 を御は 為 腰口 處 廣言 何段 あ 滋り K (1) 治学 力。 男女家 B 間等 IJ つ を 腰口 do 石岩 た。 4: なく 夜よ を が を かっ な。手 一力强 ~ とから かい一人 やらに 翻べいるか 樹っ がよ け 明。 11/2 カン 20 先手を 本党 落ち 此の質 7 砂岩 け る 大さか 40 居る る 增, 利り 0 止

環がに

0)

ŋ 見み 島 7 ろ 25 る 日常 0 E ジン 弱 0 17.7 々 ま K だ。 4. 雨かの た 圓 わ 颜 る 撫な < + な 6 to -L 7) ア た 小二 同是 E 作

0

あ

た

お

米

幼 力》

続人

0

办 礼

ح

0)

批片

糸と ti

は

聞

取

カン れ

馴 長 0 カン

丁度今御 用きには 匠が 間数が てし 想等 通信 文芸芸 姿だに 2. 長 力》 L 3 IJ 長 た 37 車を を身に 絲 事 た たり る IJ 世 な tig ら鏡入 穿はめ で 御 8 ま 年芒 65 `. 定をない 0 15 飛び、 市臺 繁活の 手た T 0 其そ あ 待ま < 順 85 をば つて ま 帯びび 手 居った 7 洗し た 0 2 た F る す荷物 L 教をくじっ 中臺 立た 遊支た ほ れ る で 0 で別る た最後 と L T に節 た。 手 0 de た お 支 紙贫 置相 驚 を を 米と 25 すし 4 長 多がた 0 へだ を 取と 用 V L 來 0 る 人们 洗言 15 41 た 人品 古等 7 撫な 3 何 7 Ł な 4 つて た。 ŋ 月音 もよろし 突と 共产 を 0 0) でい, 开车" 拔等 10 わ 45 ts 然艺 Sp オレ F 出性 赤款 節へ 上海 主 カン 20 0 L V 5 カュ In I た 10 げ 0 る 0 る 0 L 7 藥 共二 其を 0 た。 程管 風言 B た 若認 x 7 あ お 來主 は 懷等 急がしか カン 0 ŋ 幾 指统 IJ 長く度 0) ふ V 20 伊世 米と 白智 整者を 瞬流 晚艺 分が 親常 其そ す 废 1= た 糸皇 日复 0 時也 i 00 6 F 11 ス 大店切写 整元 間然 もう TI を その 0 町書 間点 戶章 御节 < 帶沒 0 其子 東を of the 6, ¥, なし 0 聞きか 生 ٤ 師しが た TI け 帶於指於 儘 髪な 0 0 を

直往

0

違っ間ないのにだた 孙 を感 ક 思想 0 0 間ま る た 事をにかっ カコ 6 を 石炭 明書 かに対した。 かって、 吉は 自い ログとお糸 目分とお糸 深まの糸といれるの

た動け、 過ぎて 同等 なっ 9 をきた 時に、長書 1.5 巳\* に さん、 な紳 統語 立 力や作品で 悲み たになれるのか知ら。兵のなれてもつたのも一緒に手を引いて歩く人をがはな紳士であらう。 自分は何の な心 和於 其之云 あり だ つてい は は He 礼 ね お 掛かけ れ いも直さ 糸が土 き お米の友達 0 云いは んで歩く長吉の からない って行く 産げ き こに見返れる れずか 物為 正たる資格 の都領 を買い 堪な 兵見帶一 る なく思は、なく思は、 人公 何 ふなた 7 のは黒絽のは黒絽 が装す は矢張 のの神で中家 \$6 た 85 5 仁智 ~ 15 % の現本\* あると ts ただがた 可以 扣 おの 紋を付き 糸とと 門為 だ き 3 V. 动。 E ٤ ね な を は

0 2 3 0) を 不.s. 思し 展艺 さら に明込む 也 ば カン IJ -C: 声

で表言はなっています。 能よく 輕く指へ 來こ 5 るところ 4. あ 明された 0 ね。 0 あ 家よ。 日 知し れ 0, かい の明後の 矢張 明後日、家の人で忽ち媚る 僕の励るよ。 ŋ お 7 又はその四 イートウル HIE D. ٤ よ。 100 1) 杉 立等 きつとよ。 金湯 新先の歴史 の用事で使 東は よくツて。 展と書か 屋\*: る つて やう 門かっ 25 5.... 場ばい に寄茶 る。 約束して 來きた () T 使品 日的 でいる でいっこう 御新造にあるだら その からに の形が 時毒 初意 斯ス き を 燈ら ٤ ば ŋ 70 0 1 あ 逢る 出。 糸とか L れ 12 は 11

月記

から 足音が が 聞えた、 子し地を口と 氣 がならしませる 也 返記 あ 戸が人聲と 男を を 7 音と 如正 きく 出て かと思ふ間 15条人 から 洪岩 返れす L べに開きし た。 た には \$ 拓 カン 長書なる 0 いて、 Ð カン 何先と でがかって 細壁同門を 御 0 女し ち を見ら -C: ŋ す後をかく 核だ て行く しま 0 カン 追って水が、 17 るのが脈を 灯を持ると 下时 安克 やう 勘た 其产

時よいよ

のいい

た皮質の

露地

口色

來

しへ

カン

れ ے

0

<

家:

居中

に、

傳名用於

か

香郷を

を

112

から

6. 3.

元気気

なく

な

唯作

だ

ぼ

ŋ

奥をつ

ch

行先知

れ 2

曲點

Jr 40

等でです。 形がが、 が、 80 高く昇 で大分小で が大分小で 居る倉言な ij 0) -) 方法 屋やて 光が着く 根拉 と遠か 7:0 でい 1112 6. 11.7 真点に 11

中家

段冴えては 空まし 雲が多なった。 じら ねる まら 時 人是 月子 11 ての は TI 一面を色岩ので、時間で、時間で れて 居て、風かと 11: 10 15 0 op 0) H1 = 肋岩 が で来て浴衣の なったは、 が夜か て人の 風 きまつて、 を T. 新の 11:40 4. が 12 清空の 行と 突然に ば 活が た。 の間に 雨 力し らいらら 心だきて 3 ては 雲は重り そく 然光 風か 木とは へや、一種旅り 神野の 神野の 上吹き起ってい っすると氣候は恐しく蒸暑 からを気候は恐しく蒸暑 残り な過ぎも だと注い 朋友 ま 居るこ なる せる き地つて、 " 合るもから 10 划法 رجد 1) 15 10 -) 0) 春記 草花 底江 で 東京 東洋い 雨点共を 然が れて共 ħj (" 沿門 ŧ, 次が 江水不愉い 统 汝 明節 力が含ま 引品 10 な 0 ま 動意一 光は 殊臣 6 声 T= -(" 处

<

15

合がが 校が B て 0 0 柳紫 0 0 杉 よ れ 板外 15 つ カン 根が れ 運ぎく 屋や op だけ 學がをから 其子 が ľ ŋ 350 0 取排 业 < な もら de de れ 支法を 0 歸か 云級 て 0 5 つて を 丁废來 验 時間 煩喜 りが をつく 立た K ば は 一時ま 通言 社 10 0 割まで 背をよ て、柳雲 7 を 7 n 質問 時間 解決 ことは -C. む 朓东 2 75 が 良良い カン る る カン め す 7 早はく 心儿 を 15 i 0 ŋ せ だ る る 木蔭に人ど 出。 よく 7 振が の人が け で、 0 カン 0 川湾 苦痛る to め 長吉は け 0 帰に 無論長吉は何 知り 8 个时 其その 7 ながら 力影 と思想 H. 拔为 れ 四 晩さく t しそばに が 逢あ V 水線場場 华 釣っ 野路 8 3. 3-ても、 なく 母談親 消費 HE 7 五人怎 のが B 2 立言都? 2

> け を

片かる に 側在大変焼き 甘酒を 1 川龍 長祭の き ŋ < 0 0 吹ぶき やら < 水学 0 蔭が 35 0 面约 川盆 かさ 濕と 0 向は 0 大告 眩ば カン カコ た もかは 此二 士艺 0 は 0 8 塀ご ( あ 0 真青に 光かり 木。 力。 照で る らず、じ 水陰に 0 3 ŋ 秋雪 輝いた ح 0 强足 晴は 赤く 日中 に思 は ŋ れ 爲 of. 0 淹 で、 5 ŋ 80 目め 來て、 ٤ は K 往 來 立なったちつい た れ 前に 荷巾 を 0 肌结 絕左 な 0

ま

ょ

後等

歸か

決けいん

す

10 、長古

け

大橋

7

0

問かだ

と一廻し

た

は

後

や」といる一

念に

U

77.

3

V.

人分家 出<sup>で</sup>見みろ 來き渡たき 南國橋と ながら可笑 らに 處ところ 川酔る端唇る 其をなら を 層を 一ない ば三 歩き L ŋ ま ŋ カュ を思がる 辨當箱を 人が 33 が t は 0 3 1 V る万四邊 瓦屋を 悪なく < ٤ 時也 慕 -}-を な 可参 ま た。 だけ 火製き 聞き一 和安 甘雪 L 握り飯 主 L 流す 根如 時也 釣師 早場く て浮ん での 6. 0 に人の往來 を見廻 石 風な かに 屋や 0 を 心と を食ひ 時間を独 飯で 静に 時と の爺 す 0 0 長書 4. 州筒 計はが 追却 誰気 初じめ 際岩 ~ Ľ た。 る あり 6 たなって は居民 うれ カン 20 80 ととも 为 鳴な 菜で 見みて 開台 7 る。 よ た。 of. 15 首也 自じ 社と 帶 投む ŋ も木 0 腔が -) 大はさ が、同時に此 8 肝。 事でい 分流 釣道は も造に 絶えて た。 分次 す れ y た 皆な鵜呑 やし 來き た雲の 眺望 像する け る は な は 長さきな 午にな 何本 其 7 6. 0) れ を見て、 を 低~ やう 放ぜ 近 弘 Ti 0 步 75 1/2 長古は 列。 賣 < VI 3 あ る 刘 6 る。長古は L ·長族 數學 何先 0 が 3 7 K 2 0 力。 午過ぎ に默って 分が時間ない 後の小 なに気き 來二 ことで ときよ 间蒙 だ 的師 かだがなけ も活な 15 カュ 難之 L 7 氣き 我和 7 0

ま

L

盛る 苦く 外运 た。 非心家や 0 地与 んど 住す 0 痛るさ 1) 前去 日台 ٤ t. け でに暗く、人の聲に前を通って見たが表します。 4 家の を長書 破は た 破天荒の冒険な家の前を通った 立合 0 E -C" y. 長吉には は途に ح 見引 れ 安心 に後って たと 味みが を 敢き 悔 步雪 線は す 云小 00 00 L き ٠ن٠ y. 3 音を中ない なかつた。 82 た 2 4:0 رم オレ 23 たりの 前次 را 外是 だ 聞き な け れずに 見み見る 滿克 1. 0 には 事品 郷人 を る 力。

屋やに

煙光

### W.

と下お ら、長古は別 生に往れ 日志 下讀をも 題をい る。長古には鐵棒 其表 0 カュ 支持 そ に軍力 教朝はい 上 1) 0 TS ŋ 機 週り 械か & 學的 齊に 付きた そ 7 TE. 何言 1:3 4 ま HEZ 事等 置 残さ Đ, 棚。 7 た。 Ŋ 笑 0 カン 通 教師 1.3 中家 ts 置 は カン 数は 110 -0 カン カン って上野まで 数がだ 何彦 事是 73 0 逆にぶらさ た。 に差 飛き 育 よ 力》 け -) 出 それ 游台 C 75 \$ 7-0 11 用汽 嫌言 出 寸 どう 戲 英語 來きな がつ やら た 2 き 日を カュ ならず 代に数 1) 何言 Ł から 力。 から 事と 漢文 過去 よ 1) は -0 6.

を発言 1) もら 者治 7 を 8 と辿うて よ あ あ を 0 2 32 L 角。 ŋ チ に現るはであれて よう 0 あ 0) 迷え 生い はま 前点 仲ない 中次 學等 たて 何先 何處 0 à 車をま 見みえ 歩き غ 力。 ٤ なで 分なっ 上京 と消えた岩 Ziva 0) 0 駄な 仁智見の 0 淺草橋 面切りの 少さ T=0 悲るあたり 0 7 2 横町へ 來て、長書 、駈け去 た。 る最 B を内輪に軽く \$6 0 0 ある。 我慢が 何德 ではな の店を < 米と 後姿を見込ると そして 當る 0 中多 B 後姿 恐し 0 0 地はれ かっと、素足の数ない。 0 東京に は まで HE C た。 0 車のは るる。 時に寝て 11 店発 來きぬ 知し た。 何日 しま 自也 來たが、 を 刹那を思起す 6 者い虁者の行方 生是 2 け ٤ 満ちち ř, 担つて行 ながら歩 0 れ たも 町も形が 文集を言 眼め 1. 0) 時で た へ更に恨 指導 \$ にば して品 其の を 3 B \$ رج 3 0) 面表馬はのか 5 云小 大岩 < 6. 0 カン 方は 階沈 を カン は カン

> 同時に知 遠信 屋も 心言 層を口を なら 出着の 左背 しくて H あ 一度を しま の疲めない。 してゐた。 みならず 産根を見て なる。 道言 道智 な 初めて 出でた。 共产 4. 密を を 0 は 商品い家品 李 を以ったれ is 長古は 名な 汗むは 探を 自 共き 然がし it 扎 ريه かっ 日分の 0 40 又是 徒にが服で 榜: が げ は 長吉は 礼 月ごき て稍度 結果 服袋 do ď, を 河岸 10 んに やつとの事で、 一層の苦心、 用の夜に連れ がおい、 15.00 3 然汽船の 11 感だ 隆 から 大きっきちは 7. 折 路る と町 同湯 傍ら 7: 6. 九 で、 化上 た。 行窓へ 間。帶於 L カッ のだ 汽作 とて 0 制態 唯意 見み ま か 5 6 見いた層されて 帽を起き 角 わ He 电 75 も体む気に 期情 遊行 け 音型の りまでし 唯作 懸念、一 別に明治を 來きた す なく -) 聞える IJ たか 即主 0 たかた。 露地 共るの 0 が 0 問た 6 24

突然是 も見え 猫空 \$ ば あ が 200 1) 5 0 くる。 に朝き 核 C 6 ま 3 忍法 で見る 3 75 摩み箱 Ho ۰, がさし 透言 L 127 を 7 間はれた。 居る 0 0 見る 込ん 石岩 17 灰岩 た 2 格子戸づ だにと 板だ 人が記 0 0 奶心 居る 散 る ¥, ŋ 0 あ は 使ご 屋や る < 7 る。 案元 根沒 露る 所 地ち 其 其子 00 高いかない がない。 の対象 0 1:3 邊介 家記は 倉

> 邻 分がば 此二は る。 杵器を 板光 0 7.0 鬼とに B d, で 思智 多古 供電 前。 初時 進入つたに Hi. ま を得い 何思察 を通っ 分流 Ė たが 015 と長額 ŋ 出るま 7 を 腰後に 神" 反省の地位に、 録る 7 L 意心 と見張っ 地方 て、 て來く で聞える。いては行きが を < 7 北地 114 あ す ~ そつと L 一緒をま でるる。 たり れ 10 は 3 る な 0 たたなる 近別 立浩 枚だ 向記 聚資 したの 7 ほ 機 居る から 0 3 0 お糸と EŽ 格子 返さ 餘重 尾\* 0 0 えか。 路古 店等 を待ま なて、 2 横町 1) 0 郭夏 洗品 自つがた 112 た小 た。 0 希 Ð は に明ままた 物す たら なく、 0 行弩 が で、 6 る。 0 人公 思なは 人などあ 過ぎ 3 力 -1.2 、きて露地内 方は 3 の三味 きる 糸と 垣か 知 どう が TI 水温を から 間業 を 11 から れ 6. れ 11.50 する 0 7 松葉家 遊遊 本艺女! 長される さら 近別 B < で消 聞きに 0 0 C 力。 ٤

に悟ぎ 待 長書 って ŋ J. 端。 11 書源 たの 0 演はある 6 11 どう 步急 いて行 が L 7 ば す 不多 次し る 便完 统 6 今を 道 カン 2 程等機 115 奎 数 食む 健

長されない 見み を見 なっ る ح 往常 母性 る あ 毎され 15 わ カン 忽 きて 3. 0 た do 次の戸や障子が経の風と共に寒さけ ざと れ \$ き出だ ため晩 過ぎ 12 眠铅 変かきった 母は、親常 朝皇 は と思ない 、遂には夜とか くて した。 日四一 0 風が る たて とも < は 0 なら 0 時が、 朝書 42 わ 出で ない難と風か 0 15 長古は毎 ながら、 云い رم 腹は が子を願ます 礼 時に 経には をば を立た 7 同意 5 思索 0 しぬ悲しい 起お 邪を引いてや 無也 C 英い方 不 市省 3 まな きる なく 暗蒙 出だ 13 は 45 5 起却 やんと用意 なと時間 0 、注意 行 時等 暫ら 家の す 0 夜 た。 た き が 頃湯 十二月が は 心時に た道芸 0 to 維月の伯がてやつ ζ ٤ 明南 でド 强了 服器 12 0 中家 カン あ 長吉 な気を 意き 炬ѕ焼ѕ 感じ 1) do ら事を ば には燈 だんん ラ 年七 なら な 1) IJ カン 沙克 父がお事 河かけかせ より 7 冬のの IJ な が を る學校 て別分 寒さら ッ。 事是 がら 111-t 氣さ 南 7 する 82 る 0 火点 收益 置 0 が 話が は i 0 10 7= の光かり 0 散 上を 火を 暗らく 寒 何な 1 ľ 分 を焼 來《 する つて 0 れ あ す げ -8

とそ 験だてい 小され 0 ことが ٤ 数量け V 騒気のが 面白く飛びて 長吉は 年 人 境、 6 解2 0 3 かに 身に で オレ なく考 杨 なく、 カン 0 歲春 早くた ば た。 あ ŋ 前年 一時記は なっ 烈しく なぞ マは自分の も悲な 炒 10 I ま 中的 する教 カン 0 0 同語 がとからからから 驗沈 < 福金 しるし しく がそろく ľ 老さく 歩きの は 體 ij を う。長書は今年 な 5 九 11 を失って行くもい 見みれか 昨日 見えて カン 年もの いた を 3 5 身に 方は 寢和 朝き 15 0 例に、早くも個く夕日のくまた書過ぎにはいつく な 即見く今月 4 しく思い た。 of the same \$ 市場 ą, た 其 其 其 注言 す 行的 なら が立つ 床 弟 4. ま 4. 0 人とは 寒色 たっこ だけ の間が 子儿 カン カン 冬の今年 なる 82 T-な あ 4. から 0 風かで 程に感さを た事を 接て店 郵きなん (7) る。 ~ 持的 新しい苦い 供電 方なら 橋に 井だび 0 つて かを 似熟 あ 雨点 でおれ は す ない。即 夕かが日 当場い 時には 田汽 其 12 is り口にはある るに 明穹 親於 れたば のもとへ 82 L か る沙糖袋 主感ずる 霜を踏った の 其で た。學で 4 は朝き郷 從 色が 木品 7 經ば 0 カン

む

7

1) it

初問 8 覺か 悟 て た 事を な で 長ち は 默定

卷まに

\$6

きり

お

人と から、 きして 間定は は 20 て首は た。 0 yes あ 0 俳 い過ぎて 午前 るる。 7 30 來 来ぬ。今が丁度は 古に來る 折 カン 何急 今が丁度 から カン 0 丁度母親がでは、學校師 突然まだ なくて る小奴達 Ha 格子 が が励っ 往的 意見を 戶E 來思 親語 をあ 0 手 ŋ 後午過 窓艺 人子 け 一直党の 娘達 Ka 時也 先擎 K

おだがび て立た 御二 を ば 足光 (さん、 なさ 來寺 間ま X, い。」と云ふ作美 なく だ 上意。 わっ L よ。 の障子に 御= 73 女の 汰たの 學家 43J-13 和常 から

とに、 と発 が あ n 長さは煎 ら あ 拉多 つて、 ら、 無" 長 をば 沙 :1 家が 3 ち さん、お 其れれ 7 た。 ŀ 寧に手を から付い 組管 30 & 居た 米"で 立 IJ 00 あ 4 H る。 のあり 40 學等校 で 1) う す ま 7 上京お 御に、解に、 米と せ 0 解じ N 7 は - N\_0 來き 休学 儀 ほ 派な あ を 7 ほ 15 也

月宗匠は 長書を書き 高さけ 年提問犯 いて だと から す B 8 み れ 6 á が 15 ば ない。 He カン は れ 0) は 是非 來き 云 カン 其を 性 なる 75 れ 3 3. 寄宿舍內 ば 80 0 な 以 長慧 \$ ٤ 大好き 供管 は、強な 流 を を 0 かっ L も名人に な狂暴無残れ 事を 位 はって は 76 0 を 2 け 通道 易学 豐台 60 拳は ては して 10 他た 起きる 古さか 聽 は 3 か 0 だとか 0.) 全く 全級 切地親常 0 斷范 流 生ださ 智なは は校則 じて 朝から た。 行" 學家 0 なない 味み 子上 明之 7 校は 间等 輕。 . 3 0 ろ 柔ら #17 小二 線は ず ts B 6 20 カン 宿が 術は 同等 梅る た を をさ 木 母性 及於 あ 單な 3 L カン 弄る て自し 他た 合生 が は 0 な 力。 ほ L હ 4. 伴乳 伯· 渡と 逸話 地での 7. 0 が 渡世の三味の方面に質が 0) gy. B ど望を處さ な 父节 當初 事と 活的 悪中 度と あ 日本魂 6 れ カン 可處で へなる 聴きけ 3 7 7 あ だけ 4 は を 0 ば 松と 早期 氣意 だ處 孤二行四 ٤ 0 あ な る L 0) Ų, 見み難ら 立り ٤ 0) 表 15 it 0

を言いました。 は、 は は は は しく 禁止した。

解れた長 なに悲惨 父さん を調りています。 日か 0 遍る 0 3 た伯を から 5 ば 時じ B 0 だ 8 L を保らず、 の頃自分を 長書 吉原解 人になる 7 とやら云ふ話 < ょ 分が h れ 0 父が 3 思返さ 慣る B 82 L ٤ 長吉さ 亦是 分を 75 ほ yes 3 0 0 のでき 元 放蕩三 を 人に 事を 事是 E ٤ 返 ts は 様さず 父自 から 感だ 味 1 自じば 怨言 日的 糸と 0 0 は 分が 時小 何党 思想 非也 10 から 0) の値を 味 遇も 藝艺 を稽古 は た。 0 5 75 0 小梅の伯父さ を 凡文 思意 なく 者や つて 母は 0 0 カン に可愛は出 -長書 經過 TJ:V 口名 ず 親常 T しま な れ 再ない 親帮 取肯 カン ま れ な 20 から に現し が 縋去 Fir 杨 が L 3 事是 0 たなら、 母親 0 念意に は 0) 挨き たに 第だい 11 15 夜よ 地と 懋5. Ł を 濟す 下か 遊影 0 度なく 反法 7 何詹 何党 L 红 0 0 華恕 0 吳〈 見み 目め 伯<sup>を</sup> を カュ 次 だ 2 あ 2 L 数 に小 事を 伊北 痛。 聞 今號 頼な の意 0 ま れ ts 任 B 離経さ 2 0 4 あ 4. ŋ た。 を カン なる 處 事さ 明治梅の 味が知し 羅げ 好上 3 0 op は 愉 義主 05 來きた 5 0 3 兎に 其表 は子 れて の伯を以う初き初き初き 母はになり 方等が す 例空 れ 0) あ 供ぎ 母战 伯を あり te 0) 10

> 見<sup>み</sup>た が 强 < る 風ら L 0 L オレ 70 祭うたま 經は 撃る糸と رېږ 45 7 す C 0) 行ひなな 歴れ と自分の二人を は 7 op あ 4 L が 人と 同情 いつま 1:2 る 玄 \$ あ 13 を な とない 人で 女と 要 113 0 V'0 女と小 戊素 2 求言 でります。 輝月伯を 0 け L -) 心と てねな 旧父さん 梅湯 分龙 理を 店や は偶然に れ 0) よく 3 比がをば 苦痛 何完 0 とも : 0 小 福河 遊点 が やし 3 X. 0) 小二 5 U 形は を 何彦 用点 た。 h 50 なりという 親認 頭為 物岩 ~ 柳島 から 子か 110 な をば 2 伯· ap る 4 母は 情の 無り理り 5 カン Z 愛也 を 比の教は を 15 3 カン IE. 心之 能よ 吳く 10

捨れて L は 午るた 7 け 讀よ た 頃克 カン 上流 後望 ま 15 22 後は、 耽冷 15 6 L 長吉 7 横 又美 包え は 切出 0 ŋ は そし 0 中家に な 東岩 から 照" 即次 カン 宮る 明北 を 0 H 盗, 拼光 裏? tr すべき観席属に 小説本を取出 (1) き 事と カュ を 1/19

# 五

た。

() 度は なく 3 1) 有流 " 見みえ 夜よ 7=0 0) な 4. どら 降六 ŋ カン 晴い 2 大江 學 が 幾 學心 日皇爾憲 仰意

V

حم

文学

間。

vy

付<sup>つ</sup>

け

模的

様さ

وعي

15

暖力 至し缺ら旅 んだ大病 C な 0) おる。 110 後望 1[1 F. から から ~ -0 ٤ 思想も 落だい 水に対 散さ と思ふ 北京 8 礼 に出掛けれ し 0 學院の書 7 た カン 處き \$ E がに当た な がひであ C 113 1= 以い -は L 及意だのつた 7 て病院 力》

度後かってい 細壁 混らが 雑ぎす 大たし を割さ 0 るる 小うろ 步等 見改 村 た V 人なぐ 事を かて行くか 通信 华代章" 左 \$ 鐵马 らて n 下是 반 柳芝 徊台 見みに、 82 0 0 片質に L 往常 四方橋は V 向記 曲赤止義 大方其 五. 0 行人 來 5 0 0 には 福 6. 0 角型 る人相の悪い 屋や 方は 0 4. は、 眺京 东 古古 根和 深家 カン 揚っきって 出世 -8 で歩いて 起えぐ 後東京な 11 Z. た る 滞気が 6 妙に忙しく 押言語 do 7 する 店元 公言 で あ 7 の語 來さまの 10 園が A. あ あらら、 do 15 る 巡查 付了 側 冬枯 宮宮月 0 B 0 町書ら 裏手 3 て、 自也 方言 れ から 分元 ま 座当 通信 から た の人家はであれして立っれして立っ 0 共ご 20 かき 4 n 0 7 てなれ He 番火 繪 何怎 が 可風で すき 礼 から 乗り 稍看板 程に 5 ず な F カン L 氣章

い右ばく書か 美さ 7 根なま 3 飛行が 物ぎ は 45 1 の描意 軒に カン 夜具 ŋ 32 る な終し 0 澈陰 け を のすれき 題 あ が張的 7 花な車 000 2 木き V; 6. 机泵 の姿勢 だ 0) 奎. 眼め 大龍 け 0 Š 火気に きで る 給養 羅花 な大い やう な。造で 着\*指導 极人 1) を 7 物的先章 花。 厳言る を意なを左 から る

展やさ

間窓 石にまだ立春 の 薄乳 海洋の が 立<sup>た</sup> ٤ 居る 駅舎の 上京熱 1) 0 0 長古け 進すの 熱力 裸芸 進言 5 た た 熱情と 総看板を 2 から吹き見ること い谷つ 2 人是 0 人公 \$L 屋中 を 0 な を た。 カン 根ね を 0 t 程等 と見て、 非では 裏 生暖い 2 力 でが経験す け 10 内多 其その の大向は大き 0 1) ま る な Iİ 1/15 魔さった あった。 0 道は 其芒 棚子 11度 10 來《 に諸領 人公人 人い 割沙 00. をは 0 す < カン ま 隅な 3 類に役者 い思想を で ~) 7 前走城生 3 々ぐ 特に 0 IJ 長書 ्षा ५ 足を 曲書 ą, 侧管 の事を 紙 出 場はい る 北島 船湾 立等 あり 4. 床熟 L 鐵 V 快感 6. 見の戸口の とて は -新更 底色 恶 がってい を 板光 都さ 棒; 名を 明 おと特にお 1) 6. (2) 人 梯片 暫 斜た跳になった 暗には 0 3 頭髪斯へ下 強言の 所述 < Ł いよう 段范 芝をの 流享 向窓の

打っ れ あ たるか 廣急 た拍響 てき JL 24 色分極意 子さく 0) 80 布岩 剧 が 場 一直線な石垣の音に今丁度 敷し 5 内意 6t 色づ あり 天江 度と たた。 を 迎持 见之 井 +1-無ぶ を ナニ 11: \$ 4 抱金は 1} 11 チ 書いた =3 カン

結なな 此。真意 U: 柳紫 -3-聞言 6, 步 ばかな を カン る。 を着た準確地 大太鼓 物气 黒るに 男をかた えて、左手 た 借で を れ 1115 して と殺る 女 態 吏 大名屋敷 验的 理り 特。 度さ 何色 から 0 12 とが 再発を 首を 笑的 1) 月記 L 1= カン 場に違う 手管で 絶ば を 大言 び 驗比 夜き び幅は 月之と 仰沒 八きな 近番は 例な で だ 1) 7 ٤, ある。 立たて 舞ない 1.5 1 ま (2) 練ない 槭洁 際るで 夜喜 拍流方 小二 如道 思想 げ な ŀ と一川論に 80 屋中 た書 る < 11 野皇 を 長吉は觀 人 木が此た 2000 人艺 ٤ 0) 板だ 4.1-HII's かって、 物意 幼素が **隆**沙 る る の方 瞭 5 を 割砂 突然 で三、居・味・ バ カン op 力。 共主後 5 落上 ٤. 好空 タ 前走 行や 部を 1,117 介:き 合意 L 仲言 In. には 0 線艺 L で発える。 絶えざる 上言 制作 物艺人 斑る 111 心光 間 清 歌のはきる i. 哨技 と魔を 事言 [[]]# 74 らより、 判言す 力言 外一 カン \$ 11 黑 衣 學 題言 を ts 75 3 ど抱た 加加 遊嘉 搜慕 低音 面党に ilje

\$6 な 17 だ 120 0 カン ŋ 見み 違為 ち ま 0 ったよっ」と云

£° せらっ たし、 和公 カン ٤ 解け cop 天る 大意級の煙草入を出して「をばいか」つたのを結び直すついで お 15 5 光と 3.0 煙草喫むやうになつてよ、 は けい 美しく ち まっ 、微笑ん たで せう。皆な で紫精 をば でに常想 さっ 新党 生意気で の きん。 でで、独り間をの 云って わ

今度は高く笑っ

寒

豊は長火鉢の鐵瓶を下している。 初 ずつと押記 たんだえ。 つて ~ 茶を入るいから からですって。 ら。 へれながら、ことは親の -: かけ、親は 初

何答 んだし・・・・。 L ろ綺麗だし、 特能 お来ちやんなら、き ともう地は出來てゐる。

かい ₹6° つちの妙さんも大變によ カン げさまでねえ。 つと大きな癖 ですも 转 喜多条品 そ 水は言葉を切っ んでたわ。 th ア語がで 私なな 来な 9つて、 6.

ま

渡 0 のだよ。 から 菓子鉢 道でする こと箸でわば さま を はい。 0) お名は ざく は 動だつて、 ٤ 摘んで 気が < 20

で、

をばさんも

15

V

i

n

L

やるでせう

で、二人づ 來會 0 的。 匠 3 れ ん、 小娘が騒々 こん ち はっ ٤ しく 甲高な一 稽は にやっ 本 調言 子儿

長書は妙に氣まりが悪くながて次の間へ立った。 をばさん、どうぞお構 と云っ 5 なく・・・・。 たけけ れ E 70 쁜 VI B

たが、お糸の あ 0 手紙属 がは V 一向智能 2つた様子 なって自然 なく小 自然に俯向 が際で、 4.

おもだしてゐる。 変をこまふしと書いて送ったが然し待ち設けた なだけの事である。長 古は直様別れた後の人 門の前時分でする。長 古は直様別れた後の人 來すなか 涯だふ やら 0 西の前時分 隣の座敷 主の花ざか べつたの では二人の小娘が摩を揃べ 6 ŋ つた。つい家が出にく 40 お糸が手紙を寄越したいまっています。長者は首ばかり額は は直様別れた後の生に家が田にくいと云い家が田にくいと云います。 額付品 て、嵯さ せて 影 80

る事ができ 後 700 長さは 一観音さ 長古は隣座版の の市 だわ 放の母親を気後していてもい ひに來てよ。と云つたが其 ね。今夜一 糸と 所是 は構築 はず して何ながったが たから。 力 なく 0 0

ね。

父さん、 怖にのお 0 お爺さん 15 まり 0 **)** 17 さんと喧嘩し と長書は力の まッたわ。 糸は急に思出して、 たれ、 今夜 かれたが 拔的 た際に 194 ッ だ L が小される たっつ ye たか。私 社 が一板にある。 1.1

do. お糸は稽古の ながら 晚览 ほ すたく どうも 0 隙を窺って \$6 邪 魔 お豊に挨拶 4. たっとが

0

して 行言つ た意 長古は風邪をひいた。七草過ぎて喜いま 0 1 支 から一日無理をして通學した爲めに、流り、一日無理をして通學した爲めに、流りは風邪をひいた。七草過ぎて學校が始 (1) >

込む表の 春は閉切り 聞える。 暖い 穩 な午後の日光が一 たので が 0 が明く見え、 影が閃き、 窓を 茶の間の願の薄垢い佛壇の奥までな。等くま、等くま、等なりでなり、 味きの 0 中第 1111 \* 0) 関すの 柳二 から 陽気に散 海馬い佛境 から初午の 散\* 1) 11 一面だにさし の太鼓 L. 奥まで 16 めた。

長吉は二三世 前是 カン is 起きて むた 0)

B 8 悟に ٤ 0 力 程は 間 な 思ふ 一の記憶が、 更 わが身み 美 更に痛じ だけ、 浮って んだ。 消失 0 出汽 1.2 す。 4 子三 緒に くら 長ちゃうかち 板だの しく思っ 好 2 だ。 んで 红 C 2 劇ばき 0 死し op 礼 女 到底及び る N 0) んだ方が 人先物 に父親 人 華性 0 を

面を張撲 3 わ 1 今による 知し 所に を 3 長古はか やら 渡 t ŋ れ出でる 心付かず 古は咽喉の かけた時、 カン 驚きる 思はずず 0) 奥か ねた 掌 からい 海島 寒意さ で 今宝 CF 瑠る 璃り 15 L 間でもり -0 0 一質のではいいでは、一質などでは、では、できませんができます。 と横き

を

ば

0

且かが 火を首は そと と清記 魔れ 古意覗き云い が 水 から を社会 青む 流 と身體 0 オレ 0 な大き る 派がが を ま 伸発がき 月色 0 き 他流の も愚 10 な れる 長言 學るで 思想出 口名 開市 b 痴 して 0 やう 0 模すべ なれど・・・ 中でで 明泉 す 13 長電 11 時ま 0 節記 己中 明之 の、ところ 低いしゃう 心持が 0 み で繰返しい からざる 0 たほど から は 0 ~ 無む論え た は いた法 た な 上紫 太夫さん 40 0 岸より 手に、 0 で 苦痛。 今更 あ 明の 長ちゅう 喉と

度と見る る 同落 じ芝 舞ぶ を ば 初思 8

悲哀いる た。長書は 舞だい · 数 · 6 · 5 カン から、 ŋ 0 П 美感に 0 0) なく 午後 郷の二人が一 黒きず 際い 日二 初世 又き めて た んだ天井と d. いと思 經は 手下 宮戸 を取じ 0 L た 座さ た 0 云小 (3) 0 て嘆く 立ち あり 見。 からざる る。 圍空 美 田電 其子 L 掛 れ け 40

長吉は失つな長吉は失つな 然たる苦痛な 唯た何とだら たり、 女房にようばう 單なれ める 階の宝 大勢集 3 15 0 美し お糸一人のす 悲なし 変な ム湯だか く要求 銀い 83 本古 返し に、長者は なく淋 しく 知し 0 6. を ら 6. 女に訴 な 0 たお 7 思想は go L 0 -6 る 誰なと限を かし 0 て止ま 女を た 変が あ L 糸の 3 陰氣 れて ŋ を居の 者に 定差 悲智 \$ 事是 して 臭く ない。 分が み ら め なら なら 難だい 7 夢的 なっ ず 4. 版に が、 0 見》 氣章 寂寞 便言 75 75 ず、 たく た 島田だ 何答 は ひが 中美 から 力> L ŋ, 燈火の多 折次 に浮ぶ 物がか す 45 0 0 往郊で 唯だ淋染 摩を底に潜 7 0 0 我が慢気 义をは を一刻に を一刻々々を記るとと は なら 0) 自也 明治 7 日分にも になっ の出された 丸がるが 摺がれれ んだ漠 だ あ 75 3  $\sim$ 200 何然 てく 40 あ

は一人 販売 る。 却意 4 0 L 'b' 6 あ な なださ 八も自分をい んなに あ 力。 is 14:34 深京 大勢女 誰だ。 世よ 慰さ 殿き 朓奈 C ds 8 B 明紫 てく 0 4. 1, 20 れる相手 11:3 る中で、ど 2 オレ 觀力 110 分がに 同美 時 一言 大勢 邂逅 して自分 決け 多女がわ やさ 废 は L な

居<sup>ゐ</sup> 立是 0 混雑 0 中家に 其そ 0.) 時突ち 然自 分元 0 肩空 を突っ

連なす

た 0 70

身み 易 赤と 切ち

前途に

對ない。

る絶響が

0)

孙

沈ら

8

6

れ

0 0

他た

が

秋は

L

ば

學校とそ

れに開

6 W

の事を なく

を思

こへば思

心ふだけ

其子

常 8

痛を

なに

\$6

糸の

事ば

カン

1)

思るひ

7

は

居ま

40

語と

を

カン

17

-

12

3

女祭

あ

th

ば

自也

分克

帽を眉 B カン 言さ ららば 0 が 深に黒き を伸い あ る して見ず 0) い眼鏡 -なとろ 4. 元言 カン いて す を おけて、 振向く、 と、長古 後らる 顔を見る \_\_\_ 段だ高な は鳥打 45 床办

TI

達をた。 6 此 ŋ 大はれが 書き 變於 から ま 網景 -> 納 炎: ハンケ 7 か thli 2 sp. 羽 I, B 総を i. 7 を首は に暫くは二 0 7 を 長吉 반 る山谷通 後ま 11 やに香水を 通道 古さ オレ ŋ 小 如《 學校時 重 が 若 親等 0 米: 包 げ 風言 C:12 ts 采点 あり F. 43-カン 0 友も

4

を

H

る

繰返

が

味みに 泣な味みり 出程 州汽 線艺 対が # 2 げ 11:24 1 た。 す赤見の酔 is 級\* までを聴き れ き カン 馴な 礼 į いて 面法 0 れを叱って \* 種品 太大 明常 퍔 心陀する 場内のは カン から 摩を 9る見物人の摩急の何處かで る 文句 して \$ الم الم カン カン 具意

义意 夜に 音和 4 星門 の影さへニッ L op ==3 ツースト 手 夢心 カン 1113 " 力> 无以 " カン

き

弘

R

えて

75

ッ。」 摩を 老 る。「見え 「馬鹿野郎。」 け 礼 人なら を \$ る 道等 見ないが 0 け ね とう B た なぞと 白魚 座書 カ\* 放き 清 7 3 後先 なら 0 主 が 襦袢の Đ) 0 心鳴る 高な 遊女と 舟载 K ず VY 花送 たのえにかるというないできる ッ。 B カン が 0) 工に紫源学 7. カン から 帽子と 冠なる Ŋ 6 あ 所作で 15 から る手拭に 網袋 気け を 也立立 よ ٤ たの ŋ れ

是許危人

<

步

7

田豆

女旅 4.

でと摺れ

ち CA

が de

U 0

15

意を見

戸とて

を

思想

起意

す

٤,

P

5

強なは

は舞亭でなく

な

た。

包

ま

着

流至

L

散髪

男が

カン

de de

オレ

た風雪

思想

合語し

ついく 女気ない 17 役者は な が を (2) 述の 虚っ き た。 3 あ 其その V) 後に明之出で

首尾 1) む .F. ? 関や 手 0 辛気は置 ŋ 梅見 ょ 0 カン 将された 返於 ٤ ŋ 0 0 さん 舟台 ~ 聞主 0 の、月曜内で 则是

> 大名屋敷の日本には見り もだれる て、 111 # となったというないというないというできないというできない。 大まな 火気を た今日 見寸 雲がた 物がなく 43 見える FIE 0 15 夏のまでは、知恵を被言 又美 1132-5 0 0 きく 橋での 騷 \* から 0 (" 開設 75 穿拔 然か 方特 をば さし 1 が遠くてい が、餘釜 更 桃奈 お糸を茂町 舞 いて 緊黒に 堂 D れ 1) 絲出 313 た彼の 15 15 0 カン 別であ 月音 徐为 カン 1t 上步る 他た月のがなな ŋ 0 0 す 圖書 げ 月子 見艺 きく き 方は る 6. 7 /20 (2) 送る な順 物ぎ カジ 0) からかって がに 空言 th ため、待合 Z. 同等 此ら灯 方がが の意思 書本:割計: 様少しから、から、から、 沙公 カン 月音 4. H

ts 1) す 見り、女きな物では 十六夜いぎょひ 方言舞"つ 0 清にん 一なぞと から 男に組んさまか 再発力が は る 人先 相意 魚角 数 から カン び 愛也 叫音 0 元 なする男女の 3: -> 夜網 アでて 舞ぶ 笑ふ聲。 弘 舜ない 御兩人。」「よ あ 逢市 -) の人が表 力> 返か 7 -5 カュ 7 ٤ 2 共能に 助 15 男を け 廻 同な ts れ 0 じく死して、女を 0 age. ア。 تے 17 生

交流も

には

が

L

オレ

樹

1,

褪ぁ

寒彩

V

色は

7

17:30

步上

居。

を

111

4

た

石垣

汚

礼

た

た瓦屋根、かつき出し

人儿

な

許近く 望り騒うぬ 下和 叫音 色 び田だ きがまが、 1) の波は 機合と 力》 He け Ł 瀾江 らいた。 富貴 來言 た。 で運流が、 見物気が めて、 4. 誘惑し 石地 黄湯 、途に演劇 が 田。 生存の快樂、 1:3 のが、 に道は の一幕 U と崩を 上で境 上影 る 25 1 打 遇 300 打つこと 正型 脚を絶ちの

奥は真暗で を急が できた。 面がはて 長古は外へ 橋は しに 东 L カン だ って居る。 明為 y, 0 す 10 割とら いは 荷にすれれれず 悲欢 向に ツニデッツ 悲欢 7 L しく (立ない) 水族氣 0 步的 覗象 礼 灰色に 帆 灯口 7. けみ 0 0 X. 0 4. た。長古は、 の小賣店の暖館の HIE を 7 通信 0 0 h る は 関すり場の 見ると 間蒙 る をば 鳴き b だ 對於 F 光 から 1 田川の景色・ のたが、然 急 は カン 0 てるて、 おら Ŋ V -) 堤 かって 0 粉紫 行 然し山谷 を から 低? 肟 步也 礼 後の 旗片层砂 枯空用盆 幾い を 間之 75 45 冬か 共一礼 を 倾 河湾 17: 便 な タルかり な 水岩 Ł 7, を 15 110 ~) 姐; る 0 あ 块二 11 < た。 から思り家 た 限 激時 那 do ŋ 河道 顺

明ぁ

H

5

な

種品

明為

種品

氣言

場がある。

は <

向かかっ

役者の 話管

掛け

磨瓷

た

V

0

-

片意

寄よ

れて

學系

時じ

15

味み 子,

線艺

が

開え引 チ

カン

れ

た

が ッ

第だ 7

細

カン

<

早め

急まあ

0 た 3

豐台 眼的

場

方き

F 10

ŋ

カン

け 列力

け

E

0

くは渡り場

を

返か

L

T

金龍山

下是 た 3

日中 れ 3

藤か

元

幕、二点

次し鳴な

幕ははませ

0

明為

れ

田は

親帮

色彩

强

\*

程係

6

ば

から

限智

は

B

ŋ

る

0

ŋ から

疲品

0

邊分

カン

出での

70 K

7

あ

.3

藝艺

者と

0

人的

た

む

よ。

公言

(表)

は

乃公達

細質

張,

は

屈ら

ľ

0

で

ななな悲密 7 廻等 72 「吉き 書きつら 込むタック n を 0) n 拍" た 子 た 塵まと 藏" +}-香 漫寺 光ががかが 3 tz 0 あ 煙作 で草公園藝妓 引幕の から あり 楼 何色 草。 0 名な 0 敷 夕かかか た 0 中家 が 共产 裏 がなくない 近天を眺めれ 陽 煙的 2 6 讀 かい 0 をば 知し 進さ ま を 連中で つてる れ 2 -) 知し をば *t*=0 is あ 人い る道筋 ٤ す。 1) な 何先 藝 野 外を 1 引音 歩き 見け ٤ 0 0 幾くん 幕( 風なぶが が 物が人人 だけ L にはは 方に 眼的 7 て、 3 ٤" 大震事を 10 市営き 力。 な 見 な

なく 413 Z で 經院を かっ 誠意 関を横が り起る 流気どれた 屋\*\*の 日四 す 0 " 根な髪光 門智 る がの たる 町っ る人々 驚き事を川底かるのは 女世 る かは、 か 福 水さ 四 を 0 B 見多 柳雪込 方は知い 今日 種等 0 L 75 0 の呼び 輝が Kin た V 0 3 M 今突然、 が 一年に二三世 人な 眺望か 追邦 弘 月岩 橋 \* 綠 0 び事、鐵砲の響 6 は ま 餘水湯 あ を 色は飲む ŋ れ 7 堤 贈よ 遊らいい る。 -歩き 0 向から る 橋にの 度と 芽め 0 0 青された 9 老眼が 2 を 3 を Ŀ 數元 宮海と たも 身马 初だ 來<sup>き</sup> て に出て 渡れをば 地方兩型 < は その 面分 川麓 空が る 時間 艇は 側龍 () 面於渡 た IE K 知し 節 見み 船前 0 上方 空的 ľ E cop つは そ た 汚ら 光景は から L K 6 今正 場ば た。 四 200 れ 0 0 下にれ カン ٤ 那 上ががりむ 末また 鰻桑

たかけら

屋や

75 車。 0 た 瓦町をかけらまち 3 小梅まで安くやつて下さ 急 成な る だ。 く意気 地古 通信 17 75 が カン n 成な 車

> 學ができ 長さい 談だ 3 L 云 7=0 L 世上 11 験にか 行 花 見多 き 分别 たく ŋ 外您 第に 75 仕し 暮 様っれ 雕 かさ 學学 た 2 半 东 結時間 75 -1 け な ば 兄をや 思志 カコ だと 5 1) 人京 権
>
> 持
>
> に 云 47 何等 相等出だ あ

手でに

る。 如是 正強 着會 t. 度と 角飾さ 日かに 銀銀で 0 ځ た 掛 塵だめ 若? 梅気の 44 0 花 た 中溪 老事 き \* 男だなま 杨 承。 夫志 U 知意 から な た 90 載の 1" 世 人出 妻 事。 -(10 -(1 30

外が出

後この

0

0

12

走さる。 振り 販売 格子 小二其 屋や 力。 る 手 太高 根や 1) なが 車 日中 拭-· C. 全 先等 を を ٤ E2 6 間蒙 で受け 7/2 Zil. 沈京 t 唯た け 映 3 淵 邊介 を 外別に 白言 直す 九 だ 明寺 粉 板 もう 1" 13 城后 燒 1 76 月げっ 至於 け 豐品 割 日で春気 中签 曳" 75 Ł 0 衣 総女は 舟台 水等 あ 郷が 橋 載の から 通点 0 を 44 通言 曲点 渡茫 1) T 老事 つて 3 污意 持は 90 業平橋 炒 4, 綿筥 青葱 夫は 否は 4. 金瓶樓 駈; 颜 ٤ 云い鱗 17 0 0 報 色岩

「長ち が ん、僕は 役等 者だよ。 と類な を 3 L 出作 L てもも

響く。幕がを打っ が ふ間言 主ないないでいて昨 は 長きまか何處か 主 7 叫ぶ難。 默蒙 幕だが カン 0 所認 0 0 分割 盗が 袖を -混ら雑ぎ 日本 **ゐるよ** 10 其れを 通是 0 引む 人になった 舞ぶかり 立見の 中奈 10 1) 0 の見かれが を合き 懐中に 河岸 仕やき 奥だか 大中から知 圖に カン れ 0 がい る 花道へ脈 6 て な 出では チ 鳴な カン ∄ 長書 1) シャ K 0 例の「變 と 出程 の対 た が、 す。 と拍子木が 出心 は驚然 IJ -古さん Ł 交るよ なが 舞ぶ 0 大芸鼓 押お合 劇 U 1

幕で見 てお居でな。 力。 0 7 ぢ de 12 4 か。 もら \_y

0 役で で、長書 た小祭をも 仕き は時間ない せを着たい を心、次記 践や 配的 0 L L 幕さ 4. 一巻きます、造紙が ながら 其そ ま 來會

長さん、綺麗だよ、甘 0 んで カン 神を引い け 2 たら 造 \* り掛か 500 出产 待 17 0 ع ا B 礼 云いう る わざと 腰凸 7 年 を 0 カン おけて長れ 再汽 V. 僕 紋光

座さん。 たら見に 玉紫沙 云い 玉紫 0 ~ 變於 新俳優だ。 水き 小を呼んで から見えた 2 黑多 82 たよ。 ほど 45 た 來給 企業 嬉れか 僕とア 眼的 7) 0 明ち 鏡和 7 6. 後 初時 0 1 作がか に笑き 7 H= 是 8 部気 でいか から 17 1 C 4. なが な カン 义新 0 3. 拭" 樂だで ま 思記 新富町よ 步 古さん 役者だ。 2 日も む よう 8 廻背 11 田·伊·蒙 揃绣中·葵 何先 0 7 是是

て、「長い 不5 — ぜ。 を 懐を う 自じ面で面で ť ち せ カン L 6 力。 cop V さん、 女持 玉水三郎 、だらう ね 0 んと 12 ま えよ。一言さ た り、辛富 玉水三郎。昔の 0) 君言 ら番ば ね 紅公 と答へる カュ 役者に 附に 人を探り 0 た N 出で Y. . 0 は ŋ は鳥渡長吉の舞り…然し女に カュ 15 出だ の言さんがぜ。 其さい 0 た て、小さない から E 急ばし 資産を見ずたア K حج 名刺 たく 75 4.

70 今にででいる。 4 長書 あ わ 万艺 る け 0 やう がい ろ 緒 lit 1= 梶なた な氣意 3 36 3 吉きさ H1, 一樓ッて だ ぢ -0 が 力 40 無意 11 心光配性 式、默を 他た 6. 76 家安くな 家電 0 L から なく な を 記し 知山 いだら 0 | 瞬間 7 な る 0 男の カン 7 Z. N 長っは V 恥蒂 だ 45

> 古きは、 突ら 然光

萬法事 んざア、 L 新作 長さん、海がした た 方は から 優ら さん、君は熱 料待き 言さん ち 知し を 1/13 " \$2 知し た あ って は意外 人是 1) から から 300 9.7.6 好。才 ス調ぎら 然か 連つ 金波感で 礼 ア。 ッて 僕に女な やらら 旗管 公園 買加 を見み 3. 返か 15 6

長されます 置がの 残空で る。 先刻さ つてね 寺 t 大震 すると言さん な ä 向から 銅ぎ 2 力。 は でら三人四人に る 屈うに の連中には待 舞 なり 会ない 腰に をれ 0 雜門 -0 奥を は 製から拍子木のでは待ちくたびれて of. H 絶えず た明り取り、 取上 1.\$ < Ŋ 音をが 7 聞言 7 手 來自 鳴台 立なる。 物が大 間ま 寸 E を

立の出來上 5 カン 長 せる合 ま さん。 だ、なか " あり たって事り だ。 開命 ٤ ると を、役者のから 獨的 - 3- E رچ の大き ア ریپ 部屋の大き 5 ま の方で道具の大人 Zil. 15 カン

上語う た。 悠まよっ カン 花装道等 L-L た F 感激 B 平常士と 立なり見 卷煙草 間等の 一の鐵でくる を 吸引 · 7.1 74 事 間 始地 をば 80 舞 TS 12 ら 方法 然し立ち 如意雕築

木版摺で 後 B 弘 -}3 76 神 觀 幾し を 香 可ひ 堂营 6. 3 急 た。 41 で、 古言 U 祈? た 願力 紙公 片和 を 资品

て、

何芒

處

6

3-

事記

な

製世

告 煤ビ

場ば

機き

械が

から 0

道路

人家

は

t 1= なく

IJ

弘

段光

低

6

地ち

面之 香だ

犯

道智

光

飛行

附。

6

九

て、

臭気

を

盛か

競は

散党

居る

るる。

何芒

處 17

力

Ł

\$ 清泥

烟で

煤さ

75

推出

2

吉大二十六第 改多 災意 名流 高麗 東感か 故 重点 時じ 川し 方是 夕花 自自昌 自 揚紫 退 禄多 の事なり 大名のほまれな てつり たる とにわ たるなき いきつ のしざ なはし こりは りんんじ出 とださめ 祿事 たは 世して う改 れお り運お ひらく なひ なりなり 33. える。

非心 又是 \$ 36 大だ。 豐 ريع 10 自じ は 疲 大き 11 れ 却办 ٤ てきょうかつち 家記 3 ま 歸へ 1. 0 を見る 易等 恐ないない V 事是 をあると を 出沙 5 L L 出だ た L B 0

九

-0

押节來管 泥に土 上 步 後 期間 力 0 底色 割智 3. 5 と茶漬 龜井戸 堀馬 を を 0 見み 柳島の 割 6 世 仗 をす 丁度 離り 0 7 制度が 方は 龍 る すま 眼寺 11 る 真t うへ 上 惠公 連 0 0 後 口の書 th 引電 四 小三 院 だ 0 月号 沙は 梅の 午ご 0 連想 0 真然な 0 暖か 話法住艺 店也 L 訪 0 なが V3 カン 會和 清意 ね 日ら 6 -からい

吉島は

見は op K

p帽子

を

る

取上

ぢ ば

3

1

-C.

失過

す

せ

50

長

カン

人怎

起言

人先

堤での

製艺 繋な

製造場

向於城市

が d)

そ

屋中

根如 伯を父

見み

\$

11

う

に遠とうが問

は

唯た ば ま de de

だ首な

额

付

カン

何芒

處こ

當さ

\$

な

雕剪

た。

沙山

61

土+

船台

頑固

カン

ŋ

¥.

Li

رچې

7

古出

力

卒だ業

ち

母親る

だ

7

2

る

年十 校

取上

0

學於

3

兎=

角沙

年辛抱

た

ま

7

口名

H

L

返記

事 な

> L た

な 處

カン

長書

丁島

度茶を

飲

2

力》

it

ts.

领?

付

3

き

11

から

え

3 +

だ

に交割 然光 よく 少さ 然に 家公 Đ 世 孙 L 九 止って、 赤 私む 盡 0 13 1 た上 6 田園 間等 洗言 つて 3 曲 から +}-日常 えし 行ゆく 爪星 4 途 IJ らに 手 0 を ざら 至岩 角管 内部 を 板なは 先季 あ 0 TI 春景 變ださ < す 越。 橋 上語 る 0) た 3 職 處き 卡高 妙学 污点 IJ 0 處女工募集 色 見寺 カュ オレ 力 4jin 0 存法 た。 料き 陰岩 Ŋ を 7 居み 銀井二 板口 と見透 理り 戀 C 0 つて る 日的 屋や 向募 貧す 姚心 ろ た 海京信 Ho 行的 月 · 橋は 11/2 往 げ L 利常 红 向ない < 來記 李彭 財富祭 光かり 宣樂と 60 見み 用詹 5 本党 0 か オレ 家か を オレ と思い 端之 自然 板岩 迁 る 所。 沙 外部 に對恋 かさい た。 が 塀、 曲 42 0 目め (1) 易合語 明初 2: さう 木 t) 10 3 L 女士 松等 次音 草台 離ら 區〈 た な まが 7 房供が 用げ のほうなか ٤ から 8 が 1: 心持 61 木 がする 酸产此一 片質に 10 は 通 た。 突与 處 11

まぐ

よちちわ

よ人た

()たら

○よめとりむことりげんたる○屋づくりわたましり叶べし○病人本ぷくす

りんぶく人をかくす○5せもの

かしの出

へたる

るび〇

長吉さ 45 鳥渡休 ち مجد N 無意 11 0 かう 服の 喉と が 乾か 6 た カン 杰 7

> な 類。

V

此是 神

方 を

ば、

意。

突生

然光

人先 - 22

TI'S FK.

力が人

1:

迎ん

るる

人空

通点

ŋ

Ł

Z; 5 割問

~

は

か

0)

方

力》

馸

來

人

0

7:

休字

水の 來くる. 場ば 其 が 力 3 味道 絶た 直線な 6 20 向宏 を 九 0 赤為 張は 烟岩出 風かど 0 ٤ は る 5 を 3 見み 遠江 間ま L 0 11 全的 れ 堤る 0 な VI 반 6 0 堀門 割 た。 小休茶屋 長吉 話作 が 春気の カン 幾 喇点 (" 极为 20 上之 羅 は 後 本 午後 塀い \$ 月片 0 15 承也 残されや から K ~ 額は 0) は 11 Ä 知节 遠点く 'n 立作 72 カン 沿で 柳雪 E 暫 ・寺で B 長間 C: L る 5 つて 離ら 同意 0 0) ーぞく 門为 月げっ Ľ 岩が芽 天神様 で あ 20 0 3 0) go 自なた 妙的 れ た 3 屋や Sp. 5 先等 其二 カニ 见 ŋ 充分が 10 0 根" 5 係ら 方は を 處 专 引导 島市 腰記 眺き う 此 カン L 红 沙山 を 8 處 b 門之 雀と 下言 0 吹ぶ た 前点 ٤ īļj\* 製艺 見でい 我さっ 膜

來<sup>さ</sup>て 車智 共き 礼 力》 下沙 ij 姿力 を 引起

き

0.)

T:

されが

久

以い

萬がから 地方 人 0 順時 内。 珍さ 序 を始ま を 60 0 ~ 知し -0 ぢ け 寸 る はなった。 世 ŋ 所書の 中 選艺 け とに急がし N がを据る類に天 には主人の宗信が には主人の宗信が である。 いたま 0

しては 11 0 遺はて あ 老 座が掛か 困 0 けて ち 早場く 女同 ij æ たく てしく挨拶 ま す。 专 眼為 の御丈夫で 作り 0 ٤ は幾度 お ŋ を 前に提出 云公 瀧をと 直額 红 づ ٤ 來詩 やら なく か。 て、 が、 そしてその される事に のお お解じ 學士 問答 蘊さ 「はア、 をと 月げっ からい は 0 挨拶の ij 机? 渡合を なつ 在為 L ľ な 用が、 彼に 年頃 が 雕法 中家 た オレ 吉等月号 \* ¬ 4.

の生物

立治

ち

世間の想

L

當人 以

た

望是

は

-した ーえ、

(ツの頃に

な

ŋ

た

い。一部が

る

間ま

\$

る

したもこなくない。

線を

を弄物

6

私です ら、ま を る 信ぎ 思を す 學於 如是 たし やそん A. 過ぎして 校か -) 7 としてるた事をば、い たら、 んなに長吉のか カシ どうでせ 役者に。 رم なら 潛 う めに自分が めて まア 加兰 役者に 長祭 何 質に す 暗え 州二 どう II. から ナニ 認印を流り 腐さ ts 6 る 物語 到 運え合い んだッ せ 1 だ ッ ま てぶかん んで 兄に さ " 2 前岩 できかれ 聞主 7= 北ラ is V カン た あ 書は

そんな事 何を出た 偏心 腹のの なら な を 也 師し お豊か 4. L 2/ と述べ 匠に 仕し Ľ な思い つけ 礼 6. 世程 方学 は B 心想をばい - 藝人社 禿頭を 零落 Ē 自 0 3 0 から楽して 分が 000 れ の身こそ一 したけ い話を L 難らては 攻學 自は大好なだけ かきたい ま 維持は一 堪ら でき だが 先祖 B れ 長奈 F., な れ 家かの 家かの やら た たら 対な趣味性 位むわか 放蕩三 ٤ Ł 困った 牌に 心 tr 破世 不幸 危炎 産え 幸か -f-0 む の為ため 憨( 波 まで は 先祖 \$ カン 0 思な を感ず 0 0 身亦 もそん の位階 分が 背を表が 15 d. 36 宗を る。 遊藝 豊ま は かに 匠っ 75 0

矢服安心

He

來な

は

は 見た

٧

者も

カン

く方が

親帮

2

仇喜

とし B

力。

開え

6 せに

他是

6

餘室

干沙

-

る

却之

氣管

ま

して

いた。

恐怖

ば

カン

ŋ

満たさ

女教

ば

to

b

L

思想

た。

豐品

來

T-.

車かり

红 0) 乘の

でひ下が川だ

雷加

門克

ŋ L

伸寫 お

-0

到底人間

業がで

及

12

神佛の力に

頼な

云ふ器ではな

0 40

長古に志

がたたて 道等

せる だ

0)

カン

みと論じた てつ

然がし

日めに

通り

の放任主義は

到底容

れ

6

通.

-

羅ら

月げ

がは静に煙草

草の吸

が以ら

た

ぎ

こらず

V

申羹

は鬼角に氣の

0

こと

が

あ

は

迷さつ 0

る

は

自じ

分が

弘 3.

受えが

٤ 先 其产 を 0) 場ば を 圓 25 114 E を 发克 心儿 る

ىمد

ふだけ Ž 兎と ts V . でも ŋ 產 心是 私だが 角空 も長吉に遊 が、て。 む か吃度改心 應は が L 安等 た 4. 4. 私じ が が 意见 V. さ 來る ٦ よ。 見る やう A .. 0 + 10 今夜に 111-3: 力。 って 若然 0 中家 きア -0 中美 き 明治

日た

層別立て 吾言を簡 果结 に襲きて 來きば ら、 < して大學 北京 た カン 我見る 酸学 響き ŋ 3 E 退意 红 0 ま る。 行场人 合はは 向蒙 ī 何分よ 0 幾年間女の うに た あ 兄きの 生のか 0 介意 世 る。 生は の海と 命に やうな立 ボ 0 侧 と思ふ 家を 徒 及 種に 共きの で し Ł ある H 身一人で生活と聞って 學生を 中にお と質に 依い 6. 派な 賴宗 花泉 賴出 布言 カン 型 否是 -0,5 力。 光も全く治 夕歌 红 1) 瀧拿 分か の混雑を が は赤なく 礼 史 元げ気 82 11: 4 非愁, な オレ tis Ni L

る 3.

だ

H

0 0

館の以いら

\$

響、廣泛

出作目的

0

方等青葱

3 な

維が

期間か

愛いなど n

ち 0

映点 が I'm

<

賣

處きの

妙宫

な が

を き 1

な

萬

聲

4

11

間等

る 7

街里流流

id 來記

\$

陰い場は燈気を木にに 場は燈き

大質の

竹.

0

U

H

売ね

L

7

冷於

無頓着

感だ

0

甘学

柔ら

忽ちま

弄るか

た

表 廻產

ま 女

7

校

を

カン

で、世帯

酒盃

見み

な

3 层点 開為

往的

附資

た 雨潭

17 FIE

礼

向影

侧。 沙士

軒艾

10 居以 八きを

8

7 0

36

糸と

0 0

手で

0

た

y.

ケや

る

長され

は

何允

3

不少

82

恍り

惚ら

٤

初きの

戸と

日华

ららら。

が

郎多

を 7

7

た 0

カン

半波がれ

郎等

が

張特爾語 か

夜よ

るなっている。 の 怪性保証に の 談話住事米

0

け

た

冬言

書祭

過ぎ

ちゃく ちゃく

カン

米着

の枝ん

丹なを垂

門急 蟲に

0

板な

屋や

是根に

は

痩

中

喰

红

44

ば

柳なれ

事の に蛙のかはず 崩斗 オレ 際る れ は が ま 聞言 5 IJ 見え 水子 酒な 0 1) TS 年於 6. 0 g 古宝池设 5 無えるまたられる 7 には る 池沙 枯なりは、草はくも 中家 6 手た

長きき 近気が 家は 表え 中鄉 竹竹 町な 23 け

を暫くさせる。 音; 調う を た。まで 低 do 現場胸幕 る 現るに 0) が、 婚が 言葉に つ を た 暫に合う 父节 エデル 對た れ な す 4. 3. 一次, 不必 愁

夏な 0 末ま 力》 b 秋喜 移う 2 7 行ゆく 時言

古き意いの ら、氣き 所はなく 歩き 雑ぎ初きとき を 給き立 近邊は がおけたが を見なった。 が対象を 陽さき 降小 給您 例とり 奈は 候る 10 笔 無事で HIL 途上 語外 騒む は 0 から 扶 海ネ がはに とタ方 た。為た どう 10 末刻 斯 水丰 が難に 歸次 着を 0 通信 < カュ 最高 V) L n o で B 留るく な 85 L たさ 0 タッあ 守士 夏雪 -> 泣な カン オレ た -¥, 水等東京 ナー 0 0) 番步 E 3 共产 本意味 ま あり 町 から 難っな 夜き 代旗 初 0) で、蘿 1) 1110 月げ だと IJ 力。 カン 36 ٤ から \$6 千葉母は 夜二 た。 0) 舞りと、 b 避"て 力。 月以 to the カン 親常 6 町垄 本分原特 け 來さ WI 風加 主 れ 所に田別て 近港 よ 豐二 圃 日至 IJ 送ら 747 同意は 1) 7 折言と 住了 珍 残 いてない かのかのである。 划湾 むからに と、出って 3155 い 明色 ď, 4 同落 えし りをさる 0 大理 よう つと L れ 長 水学か か B 雨窓や

屈。耳引

た。

刑ぎ

唯言

三人

化

0

1t L

C

of the つ

る。

薄泉 森ら

6

心持者

7

河湾

かい ま 4

i

思蒙 to

老

探点ふ

時事

潛いは 垣がに 命い

0

家いも

る。

押が垣かか

は 物部が

オレ

き

其主

0

根如

思なって

は

芽が れる。

3

根权 ~、見み

住す

んで 南

た

れば 竹清

0)

插門

綸

15

た

似仁

TI

0 永系

莲

は

ح

2

な氣意

味

0)

わ

潔ら

地方

1

が

をなる大きない

梅野

・を

出龙

た。

ま

思なり直な

0

頃活

讀をい

た

町書

0

を

だ。

3

0

滿意

手どる。 百萬のは 口を出だき 張 式をな消費の根を 用意を 刊-世 棺の籍書 は 閉し 0 かしい たと 間边 中恋 から 8 桶 念佛を たと見えて、いたり外には を憚る オレ 丁彦を は を 腐く た を送出 壁が 役所に 支 なく 人主 稱法 0 オレ ラレ た家が黒糸 压剂 座すや 氣" 煤 始性 動きに - 3 His 10 65 のかり 中节 動意 东 掃 8 油" 張 火ひ だ る 同意 师? 共 雨。 110 117 摩慰 を # カン が U 何三 Fiz が、 ば -C. な 朩 吹二 吹:: 菜〈 處 越 硫心 7 然人 污言 力》 当 步 から れ を曇り な ٤ 消で た 强。 加言 オレ た 先言 時二 信 4. 盤とみ 風音 京学 0 ス L 家! 中原本 E 勝 が 酸 九 雨すあ 吹二 10 葬

時些 娘 寺で 古され な。手で町な 月售 門多 前 11 離げるのの 再常 -60 内族 び、 正是 伯をい 心是 0 父节 門是 0 橋出 V 内东 丸意方能 上之 墓 別な、大いの 黎 女等 IJ がな れ 來言 7=0 行" 150 た 0 別な " 10 礼 7: な 3

らら 長される ち 馬にか け cop け n 1. る はい 帽等 富分子 な 子儿 ٤ を 云小 半地 蘿ら見り取と 0 て L の変は、水 暫信 な 3 1 < 默言 雑ぎた 禮言 0 を 0 親帮 草。押节 孝 上海 後 若なの 行か 芽。方は が L 其る ~ 蔽音步喜 置がや 0) 4. ま け だ

岩忠中多過分に 蘿ら無むれ 居るお道を豊 は 月馬 近京 いは れ 迎· 行い 頃と問と 用語う な 0 do 經計 肉や 遺は は 强し 4. 向象 歷 人" 同意 0 0 5 0 礼 方号 か -+ 年もの る 質し 间等 2 力 J.8 時じら 回か 0 寸ま 5 B 事是 から 玄 底 手で 事是 あ 無也 想 Ł は J. 板い 最も が t 理り 今けの 75 7 底色 で 0 113 陰声月号足を 4. ま 希望 许 な t 3 10 22 0 な 4. カン Ŧi. 15 思蒙 F. 力。 明賞 分部 4. 1 11 4, 0 困主く た 利が 思想 0 0 あ 东 た 礼 2 連手 だ。 は、 0 た 同等 ば 事是 長芸 でも カン わ 時" 6 か 殊員 漉っ る れ る に歩 あ 人是 15 順け る 4. 6 自じ 物語は おおがと 0 0 い感情がは六十 何等 ٤ れ 心な 分范 は思む 7 れ 12

> 紀すの 意なれる。 気きの 想象 な遊園 堅力が Ŋ 燈もい 坐す 火たか 親語是 ds L 0 1 露 を 生はで 川倉 6 面影 下是辛富 題う 地ちです 111-2 勤定自言添き L 力》 大だか 付るあ 1 し 7 を 8 か U 人怎 な 15 渡れ た L -) 0 春思 in is W. 明かか 帳さにへった F ま IJ to た 同語ふ 0 然加 E 情等 < 7--0 110 出った。 限等 二階家 L わ L 4. あり 雑ら 入りか を 7 ŋ do H ŋ な 外之 月げよい 5 仕しら 1 15 様ち 金流高 な 11 そこ 0 -0 11 行 今上 働は から 0 11 酒品 落礼 其を 75 力》 ま を まり 3 本党 な 0 オレ 11" んどこ 门也 場ばい Z. 五色 き 自当 满土 カン を + 生态 己の無な + で 生品 陰が続き オレ 0) ã, 方言 好寸 ŋ L る 7 其を 感な から き 0

廻陸今後衛誓 海湾の ば 伯多期含 梅まな 長草廻店 11 父节 長書は ŋ L 0 古書 伯を は TI き た する 111:11 父が カン 20 6. · 彩色 L 親なた 自己 何處 自己 分九絕等遊生歸次 0 から 分元 17 ريه 程は らら & 記意 北京 同意 う 賴 -6 を オレ 希。助学 0) 所办· 3. U 3 4. たっ を通りま 正是 思信 H 正言語は 6 40 望さ ってく 開電 1) 5 000 外景に 近まな 3 65 0 全点 -> 考がんが れ E 6 貧事 道笔 た。 極行烈性 道学 る 弘 を L. 自己 取出 樂戶 から 75 V 長 同等 見み 分分 遺影 本學 情 反党 を C 所言 地方 数さ 何三 處 117 独でをいる 伯》深定役等 街营 のなった。 父さ か 7 者 線だ い者小に カン 豫 カン

门也

分产

6t

親な

14:

なく

海拿

暗。

質片

店登

先言

0

後の趣味を 無むの を 0 を 持る情報に 取りけ 忠告 7 代言に 間に 根接施湯 る ナー き 感觉 7 煩勞 Ł を 質がのい 待\* 生色 悶 ~ 劇 20 訓念 交際に 到管 3 形ない れ 不 古り た 安克 B 7 4. 此 批 時等 來〈 0) た。 成。 を 0) \_\_\_ 神 分光 灯片 致ち だ、 3 ば of. 推続 功言 瑣さ に経りに £ 7 器けい t [村元 年台 751 れ 3 4. して 解宏 事是 1) > 事 難先 75 3 y. い、東京 人是 7 0) L 湖:--200 歷史 -) 場点 华山 隔於 た # オレ E رمه 2) \$ 11:42 5 1.3 あり 便 JiE B Tie L 利り d. 4 る ŧ と、伯を 0 述の 事证精制 柳红 語が開発 L. 性心質 カン 0 4. 痛 父も 知し

概念の 売り 物語し F.a 屋や危心濕い 青泉 構がきつ 根はまっつ 高流 何とづ 答言か 見みえ 處一人 IJ 6. れ 果て なって 斑し見る 6. あり る 20 古山 て、 剧片为 6 る 地震 1. 福 共产 1.8 磁言 0 ` 1,1,7 爩 樓 刑業 4. しない · 神から 東意破紫 方於 42 てる 行" 15 11 襁' は オレ オレ 他们 認为 家。 褓め な 製造場 城江古 地ち 30 11 -) رجد 時等 不多 手。 1i'l カン 3% 柱はの 規計打容 倒点 道等 op 一巻 る 襄江 則看 れ 0 11 岸湾 4:10 死" 限空 < 聞ない 路が t= 7. ŋ 3 れ 3 诗》 鱗、 大温 瓜广 た 1:5 11: 1 骏 場 儿常 极" 青点 き なく 東江 リガ 1 . 1. 界の共転が 1-93 0 110 黒きく カン き 根が円光引で

ŋ

かっ

## n か

明治三・ 恩友なる小波山と て = て今数 き ŋ 十年十一月里昂にて たるも ∄ Ţ 年农 十年紀 の秋季 ク ッを去るにな 一人嚴谷先生の机下に呈す。し、謹んでわが恩師にして 0 十月の頃 を採り集めて、 の夏季 を七月フラ たので より み、 永 井 あ 荷 8 風 ŋ かっ

ため、語とり、というの人と進むに連れていまく時れ渡る事は稀になり、先づ毎日のでは空は暗光でも最色の雲に厳ひ盡さるムのみではでは暗光でも観色の雲に厳ひ盡さるムのみではいい。 たが は これ は おいま は で は いっぱい ま は が と 進む に 連れ か 動も すれば 雨か 父は 霧になって 了 と 進む に 連れ か 動も すれば 雨か 父は 霧になって 了 と 進む に 連れ か 動も すれば 雨か 父は 霧になって 了 と 進む に 連れ か 動も すれば 雨か 父は 霧になって 了 と こと か か 動も すれば 雨か 父は 霧になって アン・ドラ 私は聞らずもか動もすれば雨か ,も此淋しい海の上の旅人に 附か又は霧になつて了ふ。 の曲が大変らぬ は出で 來き

なははないますも此様しい海の上の旅人になった。そして早くも十日ばかりの日敷を送り得た。そして早くも十日ばかりの日敷を送り得た。とは 響楽室で骨牌を取りなぞして、何うか斯うな 事が無くなつて アネ。 ヨっかけると、最う殆ど気を重を離れてからの夜になると、最う殆ど気をす事が無くなつて アネ。ヨっかけると、最う殆ど気をす事が無くなつて アネ。ヨっかけると、最う殆ど気をす事が無くなつて アネ。ヨっかけると、最う殆ど気をする。 おなは其の儘自分の船房に なった。 ないて実施生の、も行 甲板を歩いて実施生の、も行 甲板を歩いて実施生の、も行 甲板を歩いて実施生の、も行 身體を横へ、 日本から持つて來た かれまいと思ふ所か が整つこ、長椅子 を構造を

 $\Pi^{\mu}$ 

本なら

今頃は随分好

60

時候

なん

だ

が

開記 這人ん かう んなさと カン 思って と軽く叩くものがある。 居力る 印な 共三 0) 時等 室 L ながが 月と を

云かと、 寒か。 戸が開いていど いから引込んでよっ 「どうした。 了つた。まア掛けなれ 一 又是 へ少し動き 3 様だ 給ま を無な ら呼ぶ

「全く寒いな。アラスカの海を通った、生は三十を一ツボットをなって航海中級意になったを呼べながら長椅子の片隅へ腰をを浮べながら長椅子の片隅へ腰をを浮べながら長椅子の片隅へ腰をを浮べながら長椅子の片隅へ腰を できたを変 45 地の背廣の上に褐色のでは三十を一ツニッ 指の先で集卷の灰を拂り 沖を通信 禁節を見せて居 の外套を纏 た神に を持した日 ツも越して居る た日許に微笑 るんだと云 上に片脚を 4-1 で んのは柳 すり る。 C

何な か思ひ出 -3-事是 でも

うは は。 隣に 7 光光生 70 海なり 子に 有り で先生へ云ふ事だ。 0

始と地へ難 通常が、 は 出帆した日、散戦の山影にふ航海、此れもその一ツで たたり 大陸に達する其の日 から亞米利加の しても陸を見る事 難い程無聊に苦しい の山影に別れ 新開地 の出で めら あらう ま 地 郊をな れ る た 半月あ 1 B なら、船客 航行 ル の港はと -まり あ

心言語 を 方は ٤ 力。 をさ 5 風音 せた。 1 鳴なり る す 吹ぶ 夜は突然冬が來たやうな寒 き 0 ける風 星の光の冴えて見える が 屋中 根ね 上為 0 電 現かれ

を

閉山

do

孙

U

ほ

TF. 40

のでいる 書き 恐さる 片手にさげて、 かその邊に讀 んで 蘿月は仕方なしに雨戸 上や押入の中を彼方此方と覗 は い響をたて、天井裏を走る。 ラ 柱 ンプの下に坐つて、 柱時間 カン 見當らない は常等 の針の動く む本でもないかと思ひ 長古の 野津の稽古本に綴暦の古 はず けら」 ほん ときひょみ ふる ので、とうく 部屋に 續け 奎 朓系 な つた二階まで 8 ざまに いて見た ふと離 た。 釣ランプを -) 時々風が 煙な草で 6 維月は、 て、 が 算: 何注 上熟 b が まらなさ、

老服鏡 する中にばたりと 箱を置い で、何かと取 机の上に書物は カン を寝中 れてあ 以上げて 3. 型ない 幾か 那々々ひ 見ると 取り 雄月は & 出た 重かっ と春清の に落ちたも ね 人のな てあ げ て見て 光が洋装の 中には る。 0 一多なり 杉板 72 が さん あ た 教は科 る が 0 本思 た 0)

毎き らう。 りた 感によう 染も途には と其を ず、 ٤ れたお糸とは五に異なる 0 恨んで 6 意味を ぼん の心ま L いと思定めた よし ねる ope < 今は自殺する勇氣 致<sup>5</sup>し 床屋 りと目的 がする 時々に手紙の あかの他人に 引き なでが遠か E 0 て行 たが、 それにつけて、 の吉さん み得る 事が 4. かない たを紙 0 0 その望みも ない 0 3 7 かだけ 取と 等 きる 0 是非 其の 行つ 時間 幸福で ŋ L ٤ の文字で 共 op て、 境: なさを、こまん 役者か続人に を を ŋ B 長吉はな 4. 送 文句 遂に はして見て のになる 折角の幼師 カン から日一 つてゐる みなが 十分だ 遂げ 病 した。 杜出切 で B 6 馴 日星 Z. 南 別認 0 オレ

類當

は

長古を役者にしてお 分はどうして 追えは を 質に果敢ない感に を 南 羅男は もなつて死 も のやら 妨 全党快 かて病気 げ たの 何と云ふ ない。 度と 1= する カン ね 数 V にも 望み ٤ 長書 とも なっ 時分の事を回 と後悔 打た は わ ょ ない意見をし なく、 もう け VI 糸と添 の味がになら の念に迫め と書 礼 のは b 絶え果て、 なく、長吉が出水 女に た。 故意に 4 自分は は に迷つて L あ ريطار ね 何故 ねる れ ば そ 親帮 事と なら やう あの -して自 望のみ りが

お糸ど

寫眞であつ

た。

そつと舊のよ

書物 をし

0 た

藝者

なく漁つて行く

今度は

思なひ

が

け

4 何心

---

通言 た

行常

た。手

子紙は書きな

終らず

1 する

止

8

に収めて、

もその

4

々を

¥.

匠の名に愧ると思かひがない。 通り 代だっく 家を沿ぶ ない。通人を以て L と思った。 てこ れ 李 自己 でに浮え 任する 0 批 の苦勢 松風 馬車があるがっそう

若が美 日繪の意匠 中に描きだし の日元に 色の まな れて 乃公がついてゐるんだぞと心に かまた突如 自岩 \$ L ŧ 4. い二人の 愛嬌 釣った 服め のは 考へる た。 のある眼脱の上つたおばつちりした面長の 長 ンプ に天井裏を走し 死んでく へるやらに、幾度が丼べて心。 姿をば、人情本の戯作者が の火は そして、どんな熱病 やうに、幾 礼 絶え 3 面包 な。 す 長吉、安心 動力 風常 0 長書 門んだ。 は がとの、 主 だ吹い 2 政分

四 

y

ts

ら

力》

0

ろ

ナック

其一

心的

第

す;

全

0

學》

さう

-6

と岸と

本立

君

利や

服

0

禁

を

引导

せ

17

-}-

學が

HT

來主

4. درا

だ

事じ

情

3

分数

7

カュ

「柳田君

是本

君公

は細さ

君公

子三

供

吏

を

残空

op

苦く痛い 何か感じ の見物 か 事是 真實、こ 真なり 渡と な。 如ど を感ず 實際 百多 柳后 H 全く自 1 学を表える 何 B 田君公 に付っ 3 は の岸本沿 去年日 依よ で から 75 居る 力。 何。 が らず 岩 開物 は必ず が 65 がで か分ら 貨際点 外を あり け 7 事之 大意趣。 災難 本党 哲な 正書 様された 一 焼たた オレ な 頭 船電 随分葉を 大告 竹負を カミ ば 想等 米 K 面也 明洁 頭だよ。 起る 然う ウ だだ 像さ 利 乗つ 7 屁^ 前是 其<sup>そ</sup> 目的 中 ったば 加 0 20 ないにもま 理り 3 居る暴風 です 文明島 ス 船門 船 所ら 见家 為 الهرا 外等 す。 0 を 10 £, ī 8 に柳紫 かっ 持 開宣 立い 火事 柳門 1) 逃吃 X. -醉台 0 ٤ 丽小 なんだ、 1F 君家 す 方言 (2) Ш 方で 出程 君 が ts 3 狭ち る 0 0 D 0 比で 延高 Z 立い (2) 組織 15 -かう は 4 0 大だり 三國河 だは焼 は能度 偷巾 だ 0 0 ٤ TS 今元 なっ かなぞ 快 行李》 たはき だ 0 7 of the んだ 图的 をい 世

> 柳紫 無言 彼れ は 45 は最初或學 君公 7 ٨ 光が は 共様抱負 自じ カン 気か を卒業 なべと な 濃く 述って ナニ 後、直樣 大门 1 起け 會打 を 社が 排湯 CFK. 0 7

本えない 國作記:彼れののとうは比 運気動き 此この 事じ 圓光 そし らうと 何は な 此二 0 た 情 TFO る 0 0) 令也 0 と云 かと 社会な 胸皇 不多 呼音し 奎 ~ 7 遊 を考がので 到於 H nii. 胸中 た或る 4.0 說 る所逢ふ人毎 信比 問と dt は 412 久 外振に 政郷の 変 き川か を 深まく な は必ず自なでは 中には -は 飜 得意と 慰むべ -6 ば、 確言 85 松人 信じて 75 時代( 子儿 あ 0) 舊なる 妻に為よう 事實 111-5 本. 掛 大 先だ 心心 位为 ぶ の破り 學 被等 洲 の日本へか 3 疑が 李紫生 0 に大陸 彼乳 歌迎い 低 かを重 默智 £, 村: は れて 不命 切は は た。 のは、最 L た 4. × 形分が 郷まて 地 彼就 日本銀 てく川を 反为 了是 カュ 豆製 會公 の女儿 大龍 って 0 此 il 世智 才色優 金 30 好人 L 礼 よくく 明 初時 0 货 1= 初心 來言 IJ を ŋ ٤ 様っ 11 處が た 其 N を惹くであ 受け 臭く 此二 肝中 彼常 世界のして、 坂 催物 オレ 7.5 (2) 小い島 いって・ 月給幾 事じ カシ 方言面完 た貴族 うった るに遊り HE かり 南 本党 實艺 滿意 商管 時 - [-ď, 0 Eİ 尽 が

彼礼 は 今度 度ま W 確かか 得 意 潮: 0) 鼻を なき がら 失 懸り ば 1] では 無

愉りたり地を 吉く 痛る 然む 愁。 て吳 願え 哉を呼ぶ様な事ア有 す を HE 潤 カン 4 オレ れ 本なん し物な た 5 れ (2) 如此 1 際 麗。 反沈 横道 0 红 ね。 F 何 米 掛か 動きと 倒守 嬉れ 7 mi 75 僕には 12 (2) 君公 に居る よう 始 身からた 生生 思る 來さた 助 同ぎ 一級問 海 猗 と決ち 胞帯 が た。 以い 0 全方 有声 U 前 方 から學 す。 君公 3 400 心是 向意 型水 行 0 7 絕為 から カン l. を たっつ と洋流を 渡上 事業 ら、此 到此 型点 かなけ 45-米にき 底 利 再 单. 加 ٤ 75 オレ 這 南 E オレ 作 視しな ば 坎 底 外心 る つて 0 不い 事是 0 11 可んで に依い 島國家 を 世 度が、 岸:本 啊? 儿子 也 喉と 賴於

岸本君は 上之 す 5 坐ま 掛か 船房に居る岸本君、 顔を出し に大島の羽織を被つて居 ね 岸を表と云ふのは矢張三十けてある驫椅子を廣げた。 0 なら ながら、「 這人り給へ。」と私は長椅子はないない は寒 う寢衣で寢よう 組の給とフラ 其の儘猶行立んで居る 柳北田 禁首が寒くて 忽ま 此様風を爲て居るです て此様航海中なんか日本服を着ようてなないとう。 (الم カムイ 洋雲 です 服をは 私はは 洪 か。」と で呼掛ける す。」と鳥

ネ

ル ---

0

一で

を重音 稍身丈の低

L.

重

近くの

から立た

つて

立た

力。 なかで。 共产 れ ぢ 私 は 未だ洋

又是

込んで

居るんだらう。

呼んで

ぢ

de

が無な

0)

が

1

力

ラ

0 柳紫

田影

君

は

カュ

75

なれた

戸口に

かつたが、

の船房の

壁が

を

1

無な 如言

命じま 「柳だ田君、 也 君まは る日なんだ Ż. どうです、

屈がだ んから談話に や。う夜は除り 造 つて 欲证 來たで しくは 無ない で -}-唯艺 だ返し

の氣焰を開 白くな 积公一 一だ から、話をするには矢張コ ŧ, , でせら から うがやかりませい ī. 押む ッ カン L フ゜ 75 が ねえ、 から から二文例 無な 4. 异\* 画な

薄い髭を抗 本君は明るい電氣燈の舞つて居るとえる。 閉めて立去ったが、 一つ愉快な雑談會を催し 「勿論」と云ふ返事を聞い「柳田君、君は例の如く 又表 「成程、少しい 然し岸本君 響に續いて、甲板 大分動き 何気に った。 L 動揺するれ。 11 -C 返事 ねる 太平洋だよ。 ボ 其その -をせ の舞つて居る室 打造上 スくウ 1 です 事 りる波の音が 時吠える様な太 7 假实 中 Fi 12 本 lt' } たが、 イは静い た 柳田 } け 顏 七の天井を見 です を 和や服実 がした。 君公 起む 今夜は に戸と いた音音 15 と柳原 して、 の程 再完 75

どろも

寒くて

不ら

んです

カン

を屈めて椅子

15

かと思って居たで

す。」

岸本君の

顔を見ながら、

如い

10

る不解だと云い

服力

はんで た ケッ 7 時き 霧が 何等ラ げ P., 深家 たので、私 を繰り ラ 1 そし 7 17 は か。 ク! フ゜ 早時 返 ريهد -6 L 等も 0 命に じ بل-ツ を柳田君が第一 いだ後再び室を出て行 た酒 ŀ. 一と柳だ 超気を盆に 小言 705 ひな コップ せて持ち 掛 運送

と見え、 洋流を下に 樂椅子に先 し私等は最 ラ風を聞く様で、其れに連れてを掠める風の音が、丁度東京一 寄せる。 鐘なの 蒸気の温度で 別に降ふやうな成は無い。窓や戸へ すぎ (2) ギイく 晋4 を聞く様で、其れに連れては何處とも 時 響がすると、 かい 15 が 今はべ が聞える。 思むひ と何か物の 12 単や航海には馴れて了った處 添は たの ながら 批准 狭い船房の中を暖 ると、甲板の方に當つて高かりであると、甲板の方に當つて高からない船窓へ凄い 1 14 オレ 波は折から次第 カュ 無たし た 外部で 戦む響も -0 即の暴風雨 時で に冬の夜に於ける爐邊 あ の響も聞え始めた。 間党 1 ては何處とも知られて云ふこりのカ を 5 カ 知し ÷ かに 3 を開せ 帷幕を 高まり 凄じく打 柳原田村 る が経 引ひき 1

非常に汽笛を鳴らす ぢゃ あ ねえ、 君。自分の身體

116

を

ち風邪を引

どうしたんです。

(176)

7

道等

東京

が淋らる 東出 " de 己が 用几" 房 0) きょう Ci 身及 4 は 老 同意次 音を横っ 第门 が 幽かかか る 其子 0 ŋ 0 去さ 開意 6 建\* えた。 あ を b 岸意遠海

走世

(明治三十

# 道等

方。く

R 早や茶 マ に滞た 0) 1-E れ 行 して -6 で、独然 た時 分でそ 0) 兩智 0) 年七 侧盖 ¥, に植っ 十月 一で 系 夏なら 0

自じある。

7 深まの れ ば は毎日霧 たがはは 涼さ L なら 私 自也 Ci 心を 11 大統統 と雨窓 大。轉列 米 がなきれを知る 調整した - 車片 1= とに 作? を れ 空をを 落集 融い 0 閉ぎ 本学学院は 風言 樹。 め公園 特容の してア 北色 れて來記 木と云 る 数 る Sp 手で事 事 マースが樹や人気が 41 0 最もた。 時節 和言 出 最 に通じて 0) 來 木での 70 Ж. ٤ は、庭は 月紀に 日号 な 0) 0 0 K を is 昨号~ を過ぎ 助先居不 今けなる たなら 5 コ ٤ る 7 秋ら 地の云い 主 0) 0 3 殊に の体に

一であ 1) 此: 0) 肌 の上流 0) :頭之 狂鳥

山荒だの無り海蒙は の一発破点数まにピ 上記目の消状の臨2つ 3 DV の際を 0 に戦さ には 船。 ì 北北北大 HE 本人がタ を煙を 本學 不洋倉 サ ウ カン 會計廣に傾じン ら 社会の 発をと 望 社の 地域である。 がをなして がをなして 望信 呼ぶ す He F 波は居る 人分 ス 全流は場ではある。 7 0 處 7 から、内容街点

を望るおれない 轉記間次 むすって 湖ー の朝日が丁の朝日が丁 砂に揺ら がに這入つ 橋に ワ を一次 水吉 道曾 條言 シ を 通りでは、 0) 丁度その意然 小道等手を 小さの r 人はは が頻然とし た。 カリ れ  $\mathcal{V}$ 迎ぎると、直に 廣ばれり馳つて、 ま カン・レ 州 る カンリ 街端 る角のがは、成というのでは、 道為 見み 11 (2) 奎 見出し、その過ぎった。 各所に無いる 柳 がた。私等は V 見だり、 海北丰 なく、途が ひは 年かの時の そ たり上の の導 4. なり、此 漠线 村えに 4. き は いて此處に 森林を造っており たる を体験 が ダ 6 C 虚して は \_\_\_ して棚が事に < ₹ 原語と廣 に皆辞 常りな。何言よ な。何言よ 上, 冷 波り木で 田下告法

3/ 州与 0 州? 立上 癲 狂事 カン

て、 此の時友は恁ら云 晴点 いてきる 宏言 る牧場をでいた。 なな煉力 五分型是 直ぐ様 ながなった 彼此 H をし 其 10 0 前点は「気管 後 邊分 れ 15 に續い ٤

B

知し

限室 の歩む道だけたのであった。 D. 森はとしてい 元为了 。 して 植っ 打造 0 戦 小・手 目 多。 低? を 人是 E 残さい の観点 垣當 れた枝んして、 所なく ぞも 12 83 で 境 色 は る 出ば 出。 0 -¥, 田外で居 K 大きか 細いで 高売 に 一 樹い 青老 関山、 廣g 大 明 1.8 7-が、廣場 張り い構造 カ・ とし 72 色岩 色彩 0)

りて 私 る ٤ 到し 0) では 矿 自 癲 聖之 狂りった。 鲅 車やの 門前を を追す は友には 本党色に せ、 近ぎる 說 明治 來、 三人次 し 條 119 道 ( , 場。 2 方にば W

体きの TI 件法 出 \$ 你你 一巻 ぎの 働きに ٤ 5º Is" 0 さい れたが、 ## F 弘 附设力的 は へ同ちに た。時 時~は 此一 友 16 から 4:7

た。 「え 一岸を る K , × 款 マネー Ł 君は最ら ば か ŋ 身體を前 0) 岸本沿 お子様が ださう は があ 稍さ 進 す。 ま の類を赤なったが 世 ながら 私がない 云い 6 8

「ま 其を にのです れがや、非 0 70 此れ 有もり ま 75 常 でに 0 な大決心を持つて出て來ら L かんい と今度は岸本君が 親是 出て來る 類 なぞには には 殿しく止 随分套 丸

ゆる

17

ま

L

あると、つくん 乃ち肩書と云ふも 此三 現意で J. 0) 将来に田世 人は 人の後に蹴落さ 其の で、 は矢張東京 Ž. つって 細君の身には動 普3 に解雇される の學校 0) のを有つて 人の遭遇 の或 をも 始はめ んてのみ居 以る合計 込記 た折ぎ 事となった。 する から る 0 から、今度社内 な の様な憂日を見 ぬ財産 に雇 6 た 4. 其の 事を ば がない。 かり 11 が付い 為め れて -0 居る

い東京に居るは響ろ好い 中 カ K 5 僕 ス は満路 書 丰 } かさら を の熱情 飲品 一くお祭し中 F な顔路 を を以き な て君 -がら -6 の別意 駆逐を 然が n L " 配够 共产 Ł - Alfriga す れ Ł る

田祭

き

さ可愛い子供の

の三

二人元

しで

安樂に

子い

此樣 否是

75

0)

7

あり

其での

細され しい東京

自世

分がの イン様き

いて居る財産で何處

相應の働きな越されても 異くには たが ば可い すると 米ご 財意産 暮 だ唯 君公 どころで L. け b も涙なが か、是非な 反対に 心働きをして だ愛 へ行って學問 6 なくても れ では 細君は決して £" 没する夫に別り 自ながない。 が 非飽くま L からに是本君を 無意 少しし た 可よい 岸を名え 云流田 0) っである。 HE して小和に カ・ も取る事は無 でも 來る い。書生生 細えが して と云ふのが細君 金を れる は、此 5 來きた を萬里 事吗 スポリ 其の日 情む 無地理ないが可 其の りの 優。 夫意 気が 亡文 ''III' と相談し掛けた。 0) 人とは L 肤\*\* 0 が送 學士さんに先を 年なり二年なり 異い 州品 おりたのでは、一角の意見であった。 では 世紀 から 少至 に堅く其れ オレ なぞは為て 0 15 無なく、 語に從い 渡り に出立さ 其の力ない 6 するれ オレ 唯作

云い土 さな ですな ですな くして つて せる です 居る 事是 なん 何党 K なり學校の免狀を持つて ら、私の考へでは成 な C す。 7 つたと云ふ すから。 卒業免狀が先づ のである ŋ 気を 変へ見せる たけ時間を短がたいと思い 末

つて、岸本君 は言葉 らめ 屬於 為下 共七 3%

す。 を變へて、 12 こと和田 せら 「然し何 僕は未だっ 和分け 綴いて 部門 力。 君の 10 " けて 味りは を上 思 知し 75 げ 出作 i 义訓 · f.l

更高掛かけた。 た。 様ら 様うす ない。 7) 様う かん 依然と 耐力ス に私等は 司を引き 子 は事を 7 如がここ TIE は。 になって居る。いつか談話になって居る。いつか談話に 房の して波と風とが気れ廻 と折り 廻し 枚まで もら 中は酒 & はメンは から 苦し紙に見 此二 化 た。 かに焼き 處 父差も の香氣と煙草の ま 柳田君は軈て思ひ田 見受けらり دهر と殊更に笑ったが 踏出 館な れこある L 打つであれた。 つて居たが 様意氣地 別に最 光を分けれ 电镀江 聞書

やア最う 300 ですか。 な 大意 李 7. 别以 と岸本君が 魔をし が先に座を立た 其れれ

联

かうし

時だ。

まプ

ul.,

ガヤヤ市

IJ

と柳田君はれずや: す。明日も又恁う云ふ風を育然う。 今夜はお庇で す。 何語 0 と戸を開けて、 かかか 5, ぬき 風きに でせ 非常 を口名 ŋ た 中で 愉快 唱為 -) t; -6

労働者が 行 ず夫婦は のる露地に 大: を 被方此方にごろく の祭内 る 網 0 馬ば -6 IJ, は 車片 無くい 獲物 稱 暗台 4 別る を 月日も 地の して居る 0) ころりの 悪ない カン 下岩 を 4 たとか 押品 亞米利加 男に連 人いれ 明けて、 の行い町 ij

中等の たが 中の洗濯屋に働き男は市の洗濯屋に働き男は市は處で過分な周旋料を納まることに た山林 林に ري 日本人 其名 0)-中家 0 木伐に 1/13 の親が が 軒気に 雇とは 方らしい一 木化 送り 市 る 排門 から 5 込 事是 11 人が な 去 ٤ 4 11 رغ 0 75 オレ + 7 た。 ŋ れ 哩 呼ばかり離り 寝ね 起發 きる 此處には B **狗海** 居己

知し も殊の外安心 新参の彼れ 事是 から ずから励つてい 眼 12 上品をす え風に 督さ 來たら 力 が の仲間 毎日仲間と おがが 働t 親等 、 寂しい此の小屋の内 一心に働いて居た。 カッち 方も う 賴 問は ŋ だ。 れる儘に色 云ふ に西洋人 此二 强。 れ さら 力。 1135 b 0

た Sp. 5 不 用き 心 大筲 な事 學系 ル を 置がて 他在 何实 弘 間等 を見み " 加小 何心 大力 何先

女は

皆な生

き

T

一兩箱

だ

兩

ぢ

de

無ねえ

悟のが上之日の 0 だって Z. 3. だア。 的き お前さ だ 彼男は 7 新変え ん、此の國治 際と別が 續で の彼れ はは然 れて 來きた L 活るる L 位 さら 0 また 事を 稼ぎ

無なの くなア、 ٤ 元 75 公礼 ۵٠, 0 ち 3. 0 川邊へ小見を遊ば 云 300 \$ 通信 成ら無えが、女一人 ŋ 稼ぎに 0 は 然き 來た ぢ や無え。 から 人を にや とくよ 共产 そ 3 13 T 0 れ 位の費 20 |-7 險? ル 76 前さ

へーえ。どうして?」

何にりにや 有.b は見る もだ。 理りは にや限ら リヤア \$6 が前さん、 無口 6 点え。 行 れ お 前た 為し ね た ね 12 2 ん、悪 0 7 まだ來たて ~ ŀ 女一人を立 玄 此 ル 7 0) す 瑕茅 7 ノメリ 處ける だ を と安穏 Ø≥ 最ら二 力 け 6 知し る 位なら 來きた B 度と To ね Ł Ho r え とく ゆかいあ ま ル 0 だしし 0 處 ア、 ば B 部語 無心 カッ

上言目 き出だ 付いたから で含くさ プで でじ 0 煙 國后 草を ね な敵な 以い前差 ただが、 一吹き 見かり の男は暫く 心 し す 何樣是 って る な 居る から から 11]12 無言え " たが、 いよ。 容 ちゃ t ....ن عج 先づ 6 只だ最ら泣 と他の一人 様子を 女と云 き 人 ば 15 から

> 何處かいアメ 手でで 掻がなる なり、 の話だ 時等に 奴にが 干水 が結だ。 メリ は随分 カ - 1 0 後多 鶴っ 반 梅の日鷹のい 力 から だも そ 夫婦婦孩 無也 お前さん、悪い だから確夫てえ女術的 無恐悲 オレ 行 (2) なり 行っつ 最ら 口むで な化し -雲( て女郎に 事記 つるも を を 事员 を を総了 北京 搜 撲り す は云 夏うの いて してる カン 倒答 は れ 0 ア、千 100 此二 る 12 非は 上 ア戸真實 をい だだが、 0 此 女房 0 廣 10 を 3

やら 前だの もの らか為 新龙 男は 今 五点 0 な は 10 マの身が 波光 いと飛んでも 他左 合記 12 0 55% 最ら 仲东 L 間二人と -( た様に 眼に 如当 に涙を浮か ねえ事 何5 目め する 暫らく とという 事是 顔を見る で領が なる B 居た。 -( 付き合 반 合序 してな 云い U. 以小

呼び寄せたら・・・。一種の事、此處へ 嚊を「此らしたら如何だね。一層の事、此處へ 嚊をがら、

れて來り 公。知 達も る ٠٤. 何だ 出飞 do 來會 0 だって、 えが 何先 ね えと云かのいまと云かの 4 だ。 乃公连 麦たす 心配する事を 其る pu-も行口女房の 110 郭泛 洗えた 大で、 から 其そ 軒り家や 分け 11 ね で、日に 貨物が 表向 本人 此處 は意 見る やア、 は 乃然か

如い 上甲板から、 なる感想に は唇がな 去っ 学のでは、一般に向いて、 \$L 0 思しひ 返す 群だか を見る 航海中で 無為

流行明 た煙等 扱きはか彼れ 心弱を つて い。三人門人に の夜 亦さて い折を見 撃に話 管で を歌ひ れいい行い 我常等 なぞに 煙草 花はなく 人是問題 師し合って の如言 出产 は、各自 の変 叱責き を たる 記言 ٤ きす。 船底 0 別に感慨に 空がと 人六人 つって居っ っつて せら 22 私は彼等 で、 吸殻を を を を 0 満た意 すし 生國 2 等は た事を る į は 成を印板 海等荷 カン 난 と思い 日に緒と本場に 脱蕊 0) を 打 むい 中なに 知し 忘李 たる 8 物き 5 から 摩白 捨て、 って。 0) せる 7 25 甲板が 如是 持つて とぶつ 様う しまん きん 地方やが 子も < 通法り がて 何彦や 10 來言 政首 0

更に美し 帰塚 الح ا 皆 7 暮台 なに同意 土 三年の辛苦 世 を 6. 10 七世受い 東がし 外か な 44 0 空に別な た島を Ł な名意 を 0) 0 す 北上 は此。 所 れ れ り、 ば 日の下に行を 移民法だ 込ん 新ただに 國にい 排 で、 太利 0 話はの 事には 人だ 随意が どうぶい 袋な た 2 L って (1) \$ を 頃 激告 -3, 15

独なよ 健

診斷

た

(2)

0)

6

は丁度

7

ŀ

ル

42

1%

:1

HE

本に

が

を持る 密ない 待

る

推

から

オレ オレ 旋光

形定で AE.

杯

業が 限さ

者など

In.

何号

人学

(1)

を

つて

1500

労働

니는

の問い

压

宿。

0

から

れて

而是

L

外が

を

オレ

な

話性

生きる

には今は 密急 禁的 L 0 牧等场 の際が め、 0) 色々悲 1/13 家。松亮 は、 京 0) 0 幾い 平心しい独 森林は暗澹 人がが あ ち變 る な様に思 其そ じて 0 0 望の 云はんが として るの限を連を 11 2 を 礼 リる 達ら 奥深 し得 をに 示とつ 3 L 12 る き級寥を感ぜ 恐怖と秘 居的 -(1 た行手 私なの 6

ひ、 友言 はと 近寄っ る木陰に古 車を -本息す 休き る 0 をさ 幸出

づ さら れ 後雪 0 失り 初きあ 君蒙 けば た 云心 0) 11 力》 だら 知し 0 IJ た ぢ Ziv って De la 労働 様う の意を得 無な 奴が 居る な話 者や が原況 ははし カン 0 7 120 E 質ら Х 15 どう IJ カン なるんだ カ ね 裏相な話さ。 0 L 如是 15 -C は 珍ら 友宝 から 11 氣な 大流流 なぞに成 当しく 人は 無な然か して 11 光 そ L

んの社會が 取出 云心 L おおだが ٤ 法は 不 律 た話器 0 だっつ -巧杂 Tijts た に卷煙 4. から と友も **11** から " もう 草 11 亡. 衣囊 此 = v. 118 -[: オレ < IJ 华前 か ن な Ė 煙な が HE 本党

所:米公 少さ 公外 1-HE 2 本元 と珍い に行きを 行なを が整点な から 0) < カゝ つて來た 生きち 彼就 His 住家 nic 所りの 山稼ぎに を 發片版 滞米者 始港 他冷 知し 1ES 賴 居る 8 れれた 者心 た常 た 漢意 f 4. 一人だだ。 ` 150 カ 馆 水 何 IJ 0 處: フ 其を此う 才 案於 海京 12 上で 7.12 罪態が **今**だ [1] 小危險な悪 褪 流沙 117 方は 1L 新; 波·

榜 行命 様なけ 年祭 吹ぎ 目やく 案2 内2 共さ IJ t 因是 よ 11年 11 3 力 心地ち 6. 私しき 気で とるい 新島朝 體に 6 1 0) オレ 州 1:4 郁 Li を 地方 小味島 其そ 本党 事是 0) 出 3 3 野に住んで ば金のなっ n' 0 者ゃい 樣言 るときる 中の一人 農人が 上陸す 發出 ts TI から 殊に女な ら誇大な話を 音が 水た から、 錦か する 人で 渡七 る 0 0) カン 水が 米心 居る 7 には 6 への労働負金 到頭大婦 波は止 ふいと木だ 來さた た -0 0) is) 野や -) 何芒 から る。 場は 男を J 40 < 心力 が 慶 至 が 彼為 速に X. 7: 起き 7 亡 生えて居っ ä -4-1 0 4J 屯 りき 情 村常 报话 程度 82 る n ٤ より 人信 15 不多 7 - { 0 知节 化黑 彼如原党 る 實 (180)

脱党が全然 is 仕上 全艺 々 方だ は 0 75 神敦 4 居る K に抵抗 10 は 0 抵抗等 元 する つて 1) 事を向か 12 間沈 我们 車。 4. 來な をき 4. 馳に 0 ريه 1) 6 で は だ 世 は强い B

社 が何さ 3/2 音だ 處 彼此 から で居なければ成って居なければ成ら 儘意 做就 散克 なく 遅だに 車 れ 野の ま の 甸部 速度を 笑なら 0) かない 牛乳 て、夕陽のだ。 類性 0) 早場め 頸炎 10 K 0) -¥ 7 少で 光的 け ル 市がかか ず 私 踏 \* み

出きか

· 1000

を

进位

うて

间

车

月

て一声なっ

方か

术

1

1

ラ

F., 治三十

行當

2

列热

野の

田祭 市學 ~ 凡是俄》 0 初 から 0 叩?都\* 建た \$ 0 まり HE?" -山 あ 米, カン ま 利" 目 已ま E 礼 KO たまだり、人口 的手加力 1t で、その時間で、お ス f ٤ 即山 知し で呼ぶ大學 -T-0 に ぱ 1 局表 三和な 0 河办 通点 は 岸" -C n 、 小家 おう かって かって かって かって かっこう かっこう かっこう 居を く語 さ消性 0 た

本を最高和智力は単変のカレッケーを表している。 意り外が 行るから 15 含花 かつて行った學校を も、私は 純党 ようし、 E 惑や 建てら 次けつ 0) 邊分 In. 多は 11 T5 此に ¥. 宗教生 な上上 あ 不思しるま 地で 教艺 も兵等の一ないない。 B をはは なと 來きた 生徒 な煩悶の生物のなり 遊店 L なら た 鄉語 ٤ 教は記 何さの て居た。處がて居た。處が 0 ば、 0 6 九 6 居る緒と 総 あ た 最<sup>も</sup> 景け 私たる。 K る。 0) 先が 色: 今は 日には

平の眼の達を 否なや、 眼の 市 居っつて居っ 友をおれた。在では、在のたった 道を行法、 が 達く る學校を のた 私はは 古中 -1:1 紹言を言いる 限空 を -1. -5--に立た H に立ってい l) あ り玉蜀黍の 秋等 訪だ問 供電 が る 表蜀黍の島ばかれてから四時間ほどの日本人に邂逅っ 小高い間が大勢遊 を カン も 市产 12 14 0) ドリ、重い手鞄されるな停車は 如定 見み 俄り る 7 82 iti 飲む中の西 0) 西洋人 如い C か り ŀ. 何かに E 郷し 最も 0 田是地方 -) 花りく 5 カン 場っている 虚を 極。 深切り でら費 会行のでする 会行のでする を下げなが 下等 ٤, 見少 着っ 笑き親も E L 4 ただ -5 L U L 來言 4. 电 45

出る を好よう 度さの せりて、 < 李 日本 ねて À 1110 35 出" 15 0 .C. なあ な 食あ す C -) 0 カン な た。 ら、何意 L 渡野氏 73 ろ な 度で彼ち 0) 0 年記は です 3 私花

6

居る [ " 私なは 3 ス 0 刄 8 なす 6 闘か す 1 らず 渡り野 力。 9 又表 老さん 人は米國 は日に す 0 1t 本学 事是 カン NEMI 御治物 其 面え 出 2) に突然 で を 時等學家 を からかって 7 がで、 存

邪心早時に 衛子合作居品校舎交舎ので を対ない。 を対ない。 最近のでしなので 渡沙野 の同域人 しててま なる VI 場等 私 人に 0) が日本語 笑な つた 紹言 本人で 介管 0 ٤ 君 で 3 な を 社 1) 然は存るしたって 声 1 私花 る の 來き は 續言 ら、此 解 B は 0) 直をと 0) 學之 様主の 無也み 校与

少し着いというと 美な市した 病治的 風き を 年亡 に扱い して は に耐力 俄海 居 E 古工 経は大は 生品 た 0 1 背 が L Ŀ 過る 廣意八 街湾 7 など 15 -0 な事がまなまがい 色多声 0) 4 鼻眼はながが では、 光? 见礼事的 0 澤。 うう。 鏡を 礼に せ 南 E 63 黑多破影 眼の顔な る オレ 82 41 1/13 に日外に 自言 ば 15 カン 何とよ IJ 處 に落す ij 1-10 加加風雪華

で、最初ない、校は、校は、校上 は殊更 见少 が ななな 弘 に云っ 别言 色を嬉れ を見 た言葉 なく、 人公 居る 1 拉了 無心云小 ٤ 音元 11 全, 6 色は 然此 y. 于 313

恁う の一つのかり 大いは 人 八位大 事是 11 彼れは 4)

1111 12 B 13. な H -j-から -0 を連れて林の中の小屋に歸、乃ち灰の日に、彼は彼男、 \$L 無け 萬事は は、文不同語 直で様彼男の の意見に對 意を稱法 彼男と のと共に市 へる資格 つて來た 云ふが 儘法

(2)

行 7 つって 時は HE 小屋 雨多 財が降出し、一同は外ので居たが、丁度今日は 事员 何時っ N. 0 時差 中がで カン 酒品 夜喜 彼如 な 同は外へ遊び は \* 幸福 晚皇 1) ははいるの を始む < 彼男け なっ め た。 红 座を 共 最う寝床 飲むやら E Z. 不少 H.6 2. 其そ のに t, is 0 Ha かい オレ

小屋を蔽 い、鳥渡和談 15.70 と前を見合せるとりなった 朋また。 る 風か Aとで だ。」と 物為其 呼び 明点 止 1) めて 他た

参者をば

では、 いゆとば L. て費ひてえん

大統領

ツてる

「鳥渡お願 何党

T)

が

です

洲。 裕初 7 60 2 門上 λ 11 U 相等 Lita Line 新 談な 麥 ナジ では徐儀なさ 九 だ 冗談で THE T

一般乃公達三人に貸 11 一相談 は他の一人が、 す 3 に笑 どち とうだい、兄弟の前だ でえ奴が行る るか だ。

0

って

1/2

1/2

は気が濟 に世火事 前一人好い日をして居る 此の 承知なら先ア 物的 の 川\*\* 11 相談 中窓で、 が起き む 0 カシ 四人此 TIJL' どう 45 能く Copy 此 だい。 5 、ある事ツ 然かし 公達四 カン  $\overline{\phantom{a}}$ 不水學 F, 能く 働は 人には 6. 考 7 なん 風空 共され 死 0 カ» 吹く 47 一緒 43 前共 不清 晚是 お

> صيد る

來さて が肩に 物為 部に で変物は誰 7 رتع から かい j. 行くめえる 一一人ぽ 分け 最ら 小手 4 手に觸診 いが好きやア成 のも 近年に は分つて居ら -0 " ち 0 胸つて見た事もなって見た事も、 乃公 行もり 本党部 何期 0 達は る を 4 力》 加拉 置为 共 7° is き去 え。 \$L お五に食ふも 吏 かり 0 人员 此 好い 1) 11 にして 間違つて食料 カュ えんだ。 0) は皆な兄弟 ま T J. ٤ Ty. メ お かも小児 前様 IJ 乃於公 通道 げ カ if. 前党

だ 貸<sup>か</sup> 為して、 連らは を持い 程总 い話が して世 は ŻL を無けり らとぶふんぢ 居る 11 無心 前点は お願い 乃公道 ひ申 r 弘人 を分 って 15:0 注意 115 4. 12

や無え どう ょ 0 話作 が 分な 0 たら、早く 返事 を 問言 カュ

救 男は 顫 を -}-(I 疕 んだ人と かり 力影 女教 (2) 如定 無為 1t < そ 此 情能に 0 足む た に流な 1) 終さ きたな 少为 を

牧客さるとみにはび元の人間には 循盛に人なき深山 に表がなき 中には一路多のなるとなった して たが、そ Ŀ は Wit ts 返於 其と うった \$L 場に 0 な なり 悲鳴 6 力: 但怎 (2) 気が 1/13 た、 10 吹 JES 11 オレ 脚上 5 75

H .E.3 然し仕しながら 私はななは よ が 不命 Ŋ 强是一个智 好一些人 方常 たりじ ٤ I, が \$ 中にたる -1. ts 0 15 Ç, -c 1) を引く され、然う云ふ運命に遇っ 3 ٤ to 11: 遇 起って たら、 った。 片足を 最ら 友もは 上 17 12 6 I -)

横きに動き私を

里。"

いは

飼がの

の花り

林檎 -6

個的

園》

を彷ま

復ふ

花法

K

件系

2

たか

小

流流 火にで 果

の邊に佇立

な馬肥草

(2)

上之牧事

り野雲雀とい流れの邊に

共

歌意

3.

生き た時に め 6. 彼れ宗皇 とは 教は は 云い 私 旅 居ら に接続 は はこれ 0 酒 空に口い 近克 なか 0) 底 V を送り 此亦 から つた。 此くも真面に 後の 職 職業を 0 ~ 非で が常っ 20 獨為 な窓気 ほは故 水色 る 7 0) な む 郷はい 煩炒 3 力》 郷は関盟の為別の高 ع 0) 要多 思むつ

\$

は

れ

接ちと を 计 問ご -6 全く見るに場 遊養私 を 海流 はよし とな 0 だ平 ح 下是 0 る 五月 和 時きと 見む 桃源 なり、 0 め見渡り で、 0 なった。 其 0) 快 程色 空での 其一の 0 de de 日のに ち 4 ち變化で なく待ち焦 支を変 。心地、地、 如い 送りま 柔" 力> 冬かの 何かに カン 折々暖か L 一望がを愉いた。 寒氣氣 V L 0 れた五月の訪 0 色を p 忍び難 米心國人 快台 が をうらい なき たならを 昨の日 日がな 0 月か久か 若な草を カン いだ

は此の なり、 じた事を 0 (。 銀か 少 たで -0 九 女がたか رفي る 澄いだし、 麗したが de de 子.: なく、 每時 供管 う。 は の笑言 \_ 一度として私の誘曲すいの來ると共に次第々な 6 自じ 富\*三有;哩孔 此; に唯一人、 分范 ひ馬ば 有な農家では の居へ 室に かせてる 彼<sup>か</sup>の 歩き 到治 毎日 み引き る 野遊 なく 渡茫 たさら す す散歩に應っている 籍。 里广 0 1 に開き出で後 君だば つてし HI 居な を持なか 力。 應き 市 ま IJ

話をした丘の夜を來る。 想意成意た。 何となく気は 對き物きが低て を解れて がいい 室のもの つた 生 をし ずる如う の時吾々は 了是 釋 ざと で、 0) 幾くか うた。 ۲ 7 分かか と私に 味が思い な 12 なく、私はい る って見る 1:3 る る るその原因 0 事が 尊崇の 事質私 なし 45 下げ は まゝ歩みを轉じてな が出來な 一治に 原因を そ 念に伴うて 屉 0) 今だに 去言 1IL 見み 居^ 0 宝节 なだりまだ。何となり、 門口 ようと 開き 何先 た訪問 久 き 吏 初時 或る畏懼の -C1 1" 思想 ds を英雄偉人にと渡野君の人に変いる人は、 行って見た れ 子波野 出で無む 來きる 理り 0 念

수발 その 11 雪等 の時 分艺 1t 複数表 檎 て居か 752 吹き 7= 亂 礼 株芸 木 KC :En

> 樂がして居る。 水等平台 溜集野 比京和 静が 表命 に行立 82 な などと りのは上流 香氣 C. え、近家 火の 其心 2 内が 7 1/14 の薄い光を受けて脚の薄い光を受けて脚の 光が < 邊 の學校 の田舎 型 からな気のと、 朓京 見み ري 身を える。 -0 街巷 には 女 0 他 んだ。 幽ら月ず す 此 徒の樂 かく 程度 0 75 窓 空后 なした 15 孙 0) 遊ぶ 色を所はをある 地立 球;

郷の春 南 7 魔 の夜 術や が 作 H た 様う な夢と 20 思言 は る」

叩き優智 しい は忽ち恍惚 空想を 陷款 って居る して自じ たが 分元 海とな がら 然だっ 後。所言 カン 4 肩なれ 82

何言君。 か用ありませる一般。 處さ を 全君 掛 私: 17 はし Fiz 處 口台 を を を明される 35 12 和小 ね 0 彼紅 41.

何范田『實》 云けず 掛か です、何 は急に 様なの 様まです が 6. 5 事是 私には が あり 版 る \$L 熱気 Ci 君言 カン 3 00 2

處元

れ

彼れは 11 ま 無い利かア より成 音系 先に休檎 等は 大方和和 橋のおれる t: 祀 15 0 11 下是 異いた 45 性がん

を講像しの哲 哲學性 0 居る人物 出席する 0 け 洋思 る して 處さ 居る 想き ٤. 处心 る In. 分かたけ 向からき .i. き 知し 機を知いない。 

私なが然かた 泰にあっ たかか し当 0) 35 月記 今は暗澹 地方 いちゃくなった 万程經經 つた或 る 味いる 変色の空 顷 75 山 未だだ る 土生 本欲の海をなした玉蜀 曜き に暖か 日水 空気の 0 午= . 下に 九人は 0 末れで

はちんせ 行くと、一株の成がら通 悄然と もりなっても 底 條 り地平線下に没し の四時を過ぎたの ち 湧な 0 起誓 力意 たき 浸法 紅色 る寒氣 の端に対けれ 0) の光を残す 校舎に近れは停車 去り、灰色の空 居る 7: 君公 車場內 0) え去らん ぬ悲痛る かい 岡系 ば 出 太陽が 門かつ 0 カン を 現代 り、空気間に E3 と荒野野 TI 0) は たきに たとす はかないま 郵貨 早結 って

額 此二 虚でい 、私は遠慮 だ 私なた 君家 宗皇 0 教 觀力

<

op)`

人片

生だ

觀力

を

45

改

15

れ

しです

ア。

ぢ

٤

私た

果で

0 オレ 私花 13 はま 力。 異い ~) 様き た。渡野君は俯向い味な様子に驚いて済 直さ には何ともなったが今度は何ともなったが 獨方答言

見る給 13 人と様常 の苦痛を はに 礼 慕了 此の 11 唯 景色を タネでん 3 をっ を 悲欢 る 売き 聯 野の 想き L 45 0 りないなる \$ 0) は人生は人生は ٤ 云山 の悲哀! ふけ れ

君え、其を存え 突と オレ なり 無也 音だ で二人は静に 岡东 を下注 0 渡り

は快樂である。 は基督教 れた如言 が、 不完樂不 の創食 銀い目 7 と自ら軽率ないまるか、或は は如何思って民などのなった。 を信じて で 0 問言文章 居をら 顔な 3 居を 色 オレ 愛ら Es 至 何なた し: 3 12 李 る。 事。 -} 云、人に 生芸 を カン 更に、「 11:0 非常に恐った 1423 0) 日李 的話

幸かい。 し力を 私だは 稲であらら し信が 信によ かい のうと と答 事との HIE ~ 來言 7 来た順には、 す ると 1 事をが 渡空野 如当 別が何様に 何人 THE 來言 15

た したが、 居るれな 「懐疑派で 私なし 郷てがか 無治 120 ŀ IJ からかん 君言 ガ人見たり 0) 41 疑問 様う をなは、如う 腕色 何っを は 仰雪 1 In 5 振育 持。ふ ち 動 ap (2) 力。

> 現し類と私の才能は生々させた目の彼は生々させた目の感をして、 これ は と 大に一致す 相なな事を F 35 誰に限らず未知 理 を 恐らく 感力 語之 情う 囲し 想等の を 有る から 親北部 残<sup>t</sup> す 1 才能を カの一人が治合い 8) 1 致ちを にき V' 0 色岩に 處と 見る出場 賞語 中 非也 共そ る 井にいる 社 礼 L & 7 して は な た 0) 间等 って、 不多 時事 内語の b 時に 思し 15 心之 -Ci 他在 議室 \$L 又此 幾分ない 0) do 歌きら K K 此れ 4.t 偷 彼究

然し彼自然 後は暫く此 風言の 俗言校告 程能た。彼 相談が 0) す 1) に私は 安売も無 る 87 此 無な 遊んで 位為 11 洋行 い、特所 なも 波野君と ぞの E S 11 カン 得之 はある改産家 から、自分 此 らと 知 研究に 居金 知じに オレ るの經路も 共 ٤ Z 為たの 研艺 オレ Z." 東部 \$. 懐疑 なり 此ら地方 關於 究。程 から B 或.5 0) ~ 材料 思し 丁度學校 光つ の為な ないでいて、一人 E 、私等二人 大學で 殊更選 3 想き 人息子 0 会は事を合いる を蒐集 を 7= 打破 第信 概 0 學院位 His 此 1.7 間次の本人が は、地へが 席 -3 C あ は 知し を 日次 東洋 紅豆 朝きの -6 0 2 間 山文 深流的音手下 來すた。 欲日 0) がず 田で語だ来すり て居を 思想 學校 七年史 17

表言

質ら

0

為て

14.70

玄

43-

今別

玄

6

寸 2

看

を

福宁

共

it mil

彼いた

す

影 0) 歌う K 1000 を聞き 了星 71 本 内心 何い 時っと Ti カン オレ ば 三年の歴史も 0) 月記し をめ 夢ゆ 邊方 0 様う に美人に に送べ

に膝枕を 物湯 然 の行い とく L 0 或害 3 113 為さも が続きの 愛的 関が事をた。 のったけい な寛漫 脈斜 七 L 展れつ 儘きて ts 居心 から居 海流和 潮之中等 後 た変とが 14-00 邀分 3 は 不さた のはは ば の小樓を 2) の壁が 摩が遠く、 間とが 力。 眼のそ IJ が唯一人、私の 12 遠をく 頭電 れ 人是 他想 覺まは 丁度冬の夕 を先 戸がいて 聞意 を避さ 一点が 外 える 43 0) 方は 人は何處 0 it えると、 は 爲ため かで 寫二 11 1) 何なら で L は

です。ななけるからは 論え中新 頃る 客でに 此る 300 なせ を決け 70 te 誰だが は 其 たちと 賞書 知し 出だ ~ 0 自 佐きない す 此三 分が が 居沙 -}-れ 0 善" か此様有様を I あ II 全 2 う。 H" 業別は を閉ぢ 初 nfo 事で 初上 HI-I ()-脹" 34 を ba 废给 知しの な 願門 ら り私は此種は気が付いた 1 15 た 告 0 が 11 な 考 唯た き善だ行 15,00 だ ~ 歌 孫して る 巧を即なった。 然。に L - x, 11 The L なる 0 全 極直發は為し

> を p

為な位を確認問な を有り にみづか なる しない 故せら 声, O K 1. 耳也 らま子と たず、 荷にで 郭色 カン H. 窓って 10% 0 が 今感じ Hi.e かの秘密は 出三 を 介意 來ま が 部。 來さ が保る 111-12 云"は 間以 と稱してもなますまい。 物為 腿刀 でも天白日の でも大白日の つて た が 5 て行は答言に 愉 想像 愉か は は、大き快き け た Cin す 差影 なで -0 の保えも同じあると決勝し 私とは る 65 通信の が す。です リサスなどのでが 此方 11 700 無意 點泛 11 此 清意あ 此办 0 力。 6 北北 いつ うで 6 0 愉中 不知 1. 0 身み たら 云いせ 事 如上がら、何が溶み、 た 快いであ でではない。 で、で 15 云いす。 密う然が確しも あ 15

より、此後に 起きう を 1 避り込む な神楽 L た 私 ので L なそ HE な た。 は 斷た 分流 Ų, 同美 0 L 決は時俗で よく す 賢力心がに カン 朝台 を 日も見る 物总社 ない。断流 を持る助けとも 第9年活 悟 時 期 近影 と云ふる 人は る る事 のかき 主

険だい

な

注意できるれば 私は 如心 看 0 の国私は劇烈の国私は劇烈の国私は劇烈の国私は劇烈 何办 3 始:3 人先 を 妻 護士な 風言 邪為 ま た 手で際い

> 介於 いがる 7 6 た顔の色はな 様な変態が 動き変態が 3 身大は オレ -11 は何と もつ 風かた情情で 7 方特で 看演 L 超 から ま た Tyl. 然か 6. + カン 门为 決けか (2) ٥ نه: 6. ナー 生岩 幼様にか 肝禁禁 1 0 カン 非0 娘さ 男言 を 1) 時等 男き鬼と 時に関うで、何いで、何時 歲 1= 痩" 心心 角で腹で 痩" た

云、思葉氣で 聖えが 私だべ 何か 書 なる 深かけ を 共き 小手を 礼 感変を 代えけ 讀さの 感化 んではる 教は 82 行 fulls. はも起き 0 115 で夜半 で 設ち で、 上省 吸う他な 7 ×. 深索 心 せます 私智 にはす 彼的女子 15 は 一端然と生ま す私は黄 11 人先 む人間以 有事あ して云 0 姿を 直でい、 11123 紹覧 をひ すら 東、豊等 って原と見ぬ 1.45 L 見ゅう # 1 1 Ty. たらば 思等私祭 1 t のうれ 事して 事 -, 7 3 事。 岩しと 過点は 神" 以 かい 火幣 专个事品 とし 単語で、出 利机 TS カン カュ

女皇の 0 < を お つ 上押门 退た

忽を敬なを ٠° () 夜よ 返か 0) つたがど 一日時で 神 心心に 君蒙 打う 私智 とお た 礼 別なの た 方に 九 0 ·j-7 向なあ る カン 直等 B も知って、 73

0

或る最もえ。 何許の 地艺 か急用 を去さ を去る事に決心-- をよる事に決心-- 度組 育へ行つて見る。 でんかお出でに しる ま 75 見ようなるんで -} と思ふです。

0 0 0 事是 カ> だ 8 ? O L ١٠٠٠٠ كالحالم 別づに 用き 12 っ 無な たが V . かれない語が ない語

\$ は一寸息をつ 思っつ 5 なら 0 此 何产 礼 ·о るお感じ 心持 然か 又何處 が す。 な す 何とな てう す る 處 君言 だ後彼 0) ٤ たの を カ 0 お 0 す。 最多際語 を今夜君 别忠 -6 なさ 合う 静にかか 12 0 7 は 7 カン から、私は萬事な 質ら 15 IJ 半年 で ٤ 問》 決らん 交際 せ す L L 0 0 と欲 だ L L な た 残った 君また カン る 6. あ ま 総とは

11: 本党 の大學を卒業し 間立 \$ なく 私 は父

> 問題でも私 事品 な 方言新た別な 松さた 0 の考究を目的に立派ないまする儘につつの會をは、こつの会をしてる。というの周閣に集っているを する 1± 15 111.2 を 渡書 なる 事を 前に に集った 0 2 を で渡受け C た野なるなり なを は月刊雑誌 學がる 此方 順がる なる多くの女人の (2) 日じで、 学 を後行す た 友学が 身分が 思想 0 ĬŊ. たかか

東は先づ大し 東は生き後標して居た。 変成を後続して居た。 変成を後続して居た。 節よ 最もしたば 今度 る L 3 L ŋ 0 た。 れ 以はで、外か、 間はか 初時 だっ大た た 私なのと ŋ 0 83 でです 15 7 れ 15 0 ている。 批世 周点 0 たも 11 0 名な 間に 有ったが、其 當 間以 詩新 前点 ~ 0 は 私 共元 M.c C 世に 何克 無論阿 た若手の L 11 はきた を終行 ٤ 10 機 學物 介量 ¥. 0) 闘り 世上 課 中変 を聞く事が出った という 生品 私なのし の中変文を 所让 學士ば 0 っ味じ 数へられ 誌は 代表 0 代言 以い 押和出 から、折々 前是 渡り 來主 する れて居る ら カン る讃 た景は れた ナニ 0

を見るがある か、の 東京ない は年 is 施汽 煩わった U 0) を しているはれた 循環を 0 カン 演员 -0 す 虚う 1± る 何と様ろ 言さ

> 受得ず収上耳で 場等學 居な た が影響をい 否!! 现货 は私 人だ杯云 通の 見な 云い 流 しい下は かっ 少さ 女 が、住地

利那に私の 自じと 異い 豊か云い性だで、 人だれ うとし 何を自動を自動を Ti -J-心情に對し 事是 L 世間から、 B F を 事をた と自じ 致治 同時時 で時 4 L t に角自 50 が然う 方於 其そに ŋ 4 私は如い して、微 重く 何とも云へ toi 0 ず 愉 な 分分 快なは は 6 を妙き 何が深ま 护 な作 其そ 自 うて居 分が 0) 0 自じ快行 一瞬間、 て居る なく成った なく成った 崩り 0) 分が 主義 を為な を カン 我と自分である 政常 あ 力器 護 3. 分が しょ

無な婚してはいものだ とを 姿なれたなるかな 産るか 7 比《 直様此 較べ 野様に深かり 快楽を て見て、何な人の妻 0) た 魔生 成力も い愉快 男をとっ -7: する を 妻 共产 側普 田 \$L れがより、其れ 來る を感 九 カュ Ł となった。 6 支け 北上 同意 風を程度に 中宏 中で、中で、 竹豆 C 心を起き 美で早年人だく て見れた Ting. れ 1J

5 0 奴と一十 朝 想 秋 波片 微り自 分允

忽ちま

意能

完全

逃に

5

东

げ知し

1

22

瑣細

82

FI.C

41:2

0

あ

る。

し私ない

身に

11

IF.

版掛窓 独窓 上2に 0 反統 7 ٤ とで ..... 面完 かり込み 女がなか 步四 答 雨空 ほ 行言せ 华统 る存装 70 肚常 B 此方 を 見みん は、云、 載っ (1) 日本年 カン 步 様と 雕魚 U 難だ **额** 窓を覆 な 紅紫 8 居る ば 010 3 0 たり う 0 何と 色岩 -6 を挑結 す。 其を

非い

ナス

0

此二

Ho

力。

自也

を

回台

私管縣

自也

き

しかは自か自

**心臓な蝶** た た 私な カン 女のながった -0 カン 奉送る そ 日子 0 上之 樣。 15 來會 事品 K 7 棲ま を 40 分が聞き想きは意 ば 明らら E 2 0 B 猶 身み眼が始に 意 た。 强し L す で 15 は間 識量 ま す だ可じ ひて 力。 同じに 0 7) 6. 4 た。 建 教さ 红 非い 私気 6 力》 紅なるない。間に紅を 82 はじ 2 82 1) ないない は では は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は できない は にない は できない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は にない は 非常に苦心 彼女 段気 選 彼なな -様さ 吳れ 心儿 被资 11 ts 15 彼的 好きつ 女芸神な をた 以前光私花 & L 悪心を 云りは 7 嫌言 0 0 の北京な 音樂 のは此 0 此 然がのし、精 程に単独 ず 大大きない 制 美。 类" 郷り 何言神是 服的 李 其子 Ts. で たらがい \$ 0 强定 ば 12 なるない よう 碰? do 0 力》

24 1)

なら y.

脳等

来さた

一月程前

智言

٤

使公

年芒

11

九

とや

L.

耳朶をば

カン

花法

鄉的

3

です

思蒙

0

何だん

を飛さ

-6

來て、

星に

紅色をおき

暇は

女を忘れなた

ま

居るすの中

此三

0

瞬間

は

識りしも

無さの事を

最もう て居る

世よ

中家

も自

分范

0)

身み

0

上之

ts

力

`

彼沙

沈んだ

最

既言

眼心

カン

で

家装振に

無なな

変な化的

を

知し

とは

で了まに に、意にしい 血 分流 す TI. L から 城馬 0 は北後 温光 15 11 ら遠生で変す ŧ It's から 彼から 何だは も現ちは 居は間 女は ま \$ 成本 其るか を 2 4 恐梦 閉館 知し れ オレ 抜ったが と為た 明行。 < 弘 様に だ最も て了集 既に見 を 居的 -見以 拔的 14.5 11 る 4 c \* てに XJ 成立し 废人 す 様言 IJ 見えた。 様されないは と、終に何と 1 17 如ど 彼女是 何 0 私は態然 せう。 0

度と 觸音

なになく

命告

た

で

반

私艺 11:30

は

カジ

ま

ん。

唯た

傍

-) ٤

燃える

様さ

身み

打沒

を

流系

れて

3

L

る

か

4

傍茫 を

近寄ら

5

とし

四京が 為な

見る其中

時女は不

発は

寸

否是

op

姿なた

て、少は

時は

一度とい けだ 1) 選をなれた 11 70 此是 す 私公 如当打き は (t 彼。置お 女気け からを愛い、 如片

> 氣 の音 たが 何节 部だれ p 1) 樣的 を オレ 72 夜雪 、 就許 和な事情を 聞主 はる な気が ま ま ŋ Ł 15 物的 焦ぁ せん。 当 L 力 氣 を着すると 付け 遂に t 七 味 讀 -}-礼 舎は  $\overrightarrow{<}$ 私艺 ば 0 7 7-过 む 被。女 y 何先 様う 何い 夜 無なチ 11 と思かい · 方前 5 に思る 115 な弊る 私意 7 世 に割り を搜 なく気 整 然 る 1.t 間ま から Ł + 唯だ最う 私祭 ・ 服然が ・ 服然が ・ 関係が ・ に 雁玄 ŋ 聞言 不少 3 取上 寝れた える 0 致当 忽急 彼 思 桃 ら最らい ち。 女 カコ し、婚芸 E 何也 許是 から ts 意いつ 派先 處こ 火 に他 5 40 を點 起超 其そ 眼心 初 何き様常かに 話がの酸 きる を 看沙 には 學家 け 上 7 た op 0 7 居る ま 物為 思蒙 1) 否定な

花法 次し 女皇い つて L た常 如兰 心よ 何 オレ 時 底。 私 た 0 力》 安观光 みさ から あ 0 快点彼急 気管夜 宛然 盆事 様さ えて 然 女宝 う マ 15 -9-流れの経 不言 最 0 5 [17] 5 事: 樣 熱門 様に冷か 恁か一度 60 红 15 腹為 私会 度と 出で 陰い たが冷えて 思し彼な 來? 氣言 かい 夜よ 依言 たく 6. 75% ts 理 深 5 返 横: 並言 書 け L は で寝て 私共 學到 () 共に て 0 カン 然ら 居る 事品 聞 眼め きし 3 粉 彼常 出汽

な

ŋ

愛き罪ぎに因れる くそ を 後至 ざけ 事品 繰り 东 2 0) を 返" 誠な 時は 醉り 残り 0 0 まし ŋ 彼外 以中の とでも 事を 仮女は た。 た 2 ある 涙をなだ は私の身 世よ懺別の 私恋 人な 土は快い を す Iti 11 m. \*; FIE 9 彼等 に入じ なが あ 教さ で HI-I 私なは E, -1. 0 る 11 50 罪士 天 ぢ 事と 神に手で 5, (2) 口色 が悪か 然かし 聖言を 賜な 政と し私はまたの中でが高さい。 変は私に 変は私に を聴くつた 楽さら 物方 17 身み後なうな で あ る

難に 愛恋 如 3 ば 然かの ij 原竹 ま 10 注が 内发 情等 賴 事でもな オレ も、其と ij な /I 5 聖經 する 非つの 0 如些 と企べた 私に無 常い 何5 尊敬い 無な な を 1 L な誤点 彼ないので 11 其るな ---の念を つに は彼女を \* 1) \$ 6 湧か 然か 結けら 彼女に對彼女をばか C: L. 起き 0) L 身を け カン 來一 得 7 0 ナニ 了まるの 單效 暖 不為 L 幸に カン 0 誤な 心道地 0 2 滿克神な なら V です 柔が で とし 身为 ŋ 0) 13

ると、彼女は 会然して 私なたけや d) 何意気のに 時等等二人 社 强 たく る < 彼女の 笑きつ 2 時言 情等 私 カュ 15 はかは 山也 た 思黎晚 は彼女の手を は彼女の手を は彼女の手を 様に冷く、 75 (2) は 手 分流 心であ 0 红 起ぎ むら 私 を放法 な - (0 L れ (7) た。 た 中にはばふに た。彼女は大神の Es. 部 しくれれ の小点 を見る 解な 私なは IJ 返か 女は大理石 ま 7= 締 4 何号 起 是是 好! tis 樣等 を 腰。 につこり、後です。 色岩 ds 礼 0 健生 たの を は、は ず かい 排 あ 唯意何党 感だ 1/11 頰 1) 7 れ ツ 冷水 脚石 70 中 0 不多是 たが、無ないの気が 违流 とし 吏 ع ا 5 7=0 接続だた か t: 課わ つ 蒸ば

なな。 はこの はこの 私を瞬かの 1.00 礼 6 文., 行" 虚さった る 間を聞き げて 1J 一は松は 應: 居る 共产 3 \* 掛けては 近く ま 何先 0) 儘き 红 四十 星記 以前が解さ 7 -C. 例: 別言 7 43-至 せらい 時まに 0 1 立た たが 其字 如正 尾 てき渡り つて 夕息 は ナ (2) いて 常给 不 設さ なご 生芸 來 る 如い 快急 美心 1) 酒 (njà, 木で で食気 眼りで 0) 問言 して 讚泛 調馬 -(" The state of き 人沿 折々なのなく矢 方は 0 子心 居心 歌か 窓き 歌かを 心を 732 3, 步 をあら、最高調を休字漏が中等子に オレ 此一歌 を見る元性 た。

部につ

爛光

桃

0)

祀

なら

全然で

火

0

様さ

-0

2 日也

此でい

立た忽に

0)

松:

1= 然え

桃、花

のでは、

江家

Ha

2

唯た

だ二人、

色は

を (1)

私ない

が

掛沙

カン

れ小 は

鳥もの

摩えに

を

IJ

歌?

0

ML"

様さ 11

櫻き

it

盛か

。 今皇 若称を

物は吹き気を

屋やの

を

根沙姿态

私

(t

野遊

+

-1

吹弄え

觚

れ

2

0)

0

水

] 4

輝き 事の

やないないない。

7-

称

0 庭 U

00 %

田で家

青素原性

5 考於 此一行 心地 当 事院 T. 主 75 7. to 11 樂 無な 1 北京 カン 中を渡った。温が、 少力 私 3 J て分が 幾 rj, 不 庭证 82 色を情 1116.77 以次か 步台事程 を 6.

唯意 全學 盛ま中等 りを 初瓜 輝いた 北京 がい 83 2 た か な < 飛ぎつ 無為 處 な 然儿 0 11 IJ ま pt を オレ 顷 泥。時等 10 57.4 が 7 7, 面光 ナー 6. 様に暖 明語 種語 to 3 など私は殊更性 ひ () のかい る最ら 北京 ~ (° 花裝 ないたりいっ 今がない。 大震火震 を見る なぞが 7 を 0 彼女 廣思 考 深りのか は果また。 カン 伦 弊えを 私管 から た 65 美え ば ば 自た は 傾から IJ 聞き 歌? 20 此 にけ 滿多 何四 0) of de ち 1) 處、 端 處 動意 新 ば を 0 唉 なか 美世 は 事是 カコ の勝って お お まる カ お まる 海子 + 此 事 ŋ EL 0) 光は O 光 聞えず 1L あ 春悠 汗也 夏 白雲を 奎 ŋ を 日的 た 過れたに Ho 浴び 家? ま of the 夕兴城污 Ś す 0) 月子 起 日の独身 は

0 L が

٤

Fil 決島 私 1/12 をお 寸 カン らば、貴兄 情に私な 何二 を そ 0 要 れ 取 神察なす カコ 国よ ŋ たさる 知し 快樂の念を去ること つ の知真 B です つて下さい。 난 が看護婦 も自じ 0 0 せら る為 此 分が \$3 0 気真 送ぎ 佛 do 後 豫上 關 3 想を を 西 生活。 生活の如いるお送りし 遠信 あり 婚元 が 然ら 力> 居る 出で ~らず ŋ た 来で 時に Ó で 0 妖 Ö ŧ な 私な

(肋治三十七年三月)

博覧 礼 か は 町等 82 又-程度 端され 九 1 作 it ながず ラ れ を 叫出 15 0 年 がずる F. 案外の者 た書家である 0 2 HIE 下时 と呼ぶアメリ 福品 3. に泊り Ŧ 1 易之 私た 合語し 程號 市 カ んで 開 た 人 は カン で去年 事是 6 N 34 0 カン 0 に、去る頃の た \$L た萬法 \$ 0 俄 IJ 11 1 國表

て居る岡 で唯意 横な愉ら見る 旅気がて を飲い ブ 町等 代かいなっているばかり から は んで 北 し悲 " 廣 先が 方は ヂ 3 漠たる玉蜀黍 12 居る 途での ス す 0 そ 中き ÆŽ る 5. 3 左をれで 小\* 0 なぞに、 ツ 男さ 景色: 刑言 有给 もう ど。 1 修み努れも 0 しとよへ 電報 透り 州与 0 1 .0 果品樹。 大作 私は 1 直に سع 河"に ス 唯一人 園 ば 汽 ž, 架せ 後 米 せ 車作 0 セ 車子/ 折 人で ず L 國 7: 百 大に陸く 1 々 L 6. 姓 1 樹き 4. Ħî. IJ オレ 家畜が 家が立た 1 75 た ル 後 1 茂片 時 1 1 州县 IJ 間效 1 ス を を 水さし ズ 0 な 0

敷き地 高さんの 5 \_\_\_\_\_\_ 我記 其ると 1) 弱力 和 ッに 來る 汽きリ 間突も 話 オレ 所方々 非常 なく 一道は 鐵道 屋" な 0 根和 方は たかと思 足入る mi 0 州を 7 から 0 かい 見えば と、山雪の 唸る 河 事。 此の 進言 向熱 p やらに預返 居る田家 蜘、中等 蛛。部 す 後 頃 1 水な大震 5 中を種々雑多 たい きつ 15 七 ~ 都會を 巣を 1 出場。 ŧ 位であ つて居る 1 展と 發 あり ŋ 機 終點 する 0 ル 關 1 が 車 る信車場の ぶとして集 来心 諸ら 列は 0 ス が幾軸。 砂磨と 有 居心 物 His 又差 0 到台 擦 街

ば

غ٤

形で

乘

國元 鐵道 オ 會為 ルだの 一に 相談 列二 顺表 IL 此 治 する 0

居るアメ 付けて 足へれ. 女は大き 可是 フ 處。 4. 才 私 際記 帽子 た 11 は 駈け 彼か かを行きだったか リカ 枢 11 6 海気を 居 寄 S 0 氏は Ŋ 手で 0 を提り L して ŋ かう 事是 下片 とて、 高な。 0 ×, 群集と共 居る 点, 1 ムン混合 る。 X 景學 柳の戸は you 租车 1 私には を 1= (lo)と元氣 の廣場 出 迎江 な 変をか 別なこ ると、 男;

庭館 様等に 明 私なは 町喜夏等 儘等居品 Z;" あ カン に宏大な石 ではる ひ 1) is 24 サ 青く塗 L. 日光 挨拶などは オレ ンキ 二人は た 3 W 暑さに 1 2 3 カン 馬車 イ ラ 1 ~) ٤ ij ラ を二 きくと 2 扨て置 J.,, 加台 話法 IJ つ 度とも 人 無いと さう る 電車" から 京事 彼れ 押台 繰り カン L 來 0 乘 加 何 をう 氏儿 が たが 何 九 次第 H 可点 う 如一 湖郷のとこ 何; 19 る 3 11 7 道が Z-41 11:3 れは 3 時間沈 脚二

供力

0

が死し、大きないで 氣き最もが 處 堂でな VE な 登録 と試み -) 働は 眼心 To 3 行ゆく 自也 行的 を 並 私祭 等的 閉上 眼め 分だ た 0) を を ぢ が 油片 見み照し に割 違款 皮如如是事是 そ 南ふく 眠盐 5 れ 事是 He す な つ か 最多 B 無む摩まは 來言 6 7 了是 效的 学れ 7: L 度と 歌い日本 H た あ ٤ 來さ な 1/2/t: -) 再分 ルナ ま 損性 25 朝暖 6. Ł 無也 L d, 感を 6 のはい 加岩

L

女気だが 身が其を胸寂思なの 次し呼 一部になる がい 動きの 校本 のは か "神震 私名 何" 胸寂 な 4 上 0 始性 深ふ 7 < 15 \$ 上之 截 れて、 Y) 1+ 手で でよう し彼女が 行的 HILE. 為し -13-ま を おみ 内元 に じて 出 < 角蜀苔 彼公 北京た。 75 見少 4 下ラ る 昇信 無な 絶た 絕生 投きた。 ナ ええよ n 手 肉に 抗的 被放了 行 17 私 至 われま 夢湯 組合合度 えず 山 かて 様で な **t**, 宿 居る 見少 編 仰曹 な彼女 -C: L 私 61 水质 t 0 居る る 面 3 2 は 0 金克 丹等 有市 全5 は 1430 手飞 天河 如是 又非 る 旅で居 を ま 寐 な 約 靈江 引き冷まかり込むいたし 学れ 彼二 息等 架がはで彼 4. 女皇 其名 2 が カ・ は 彼。 夜 Ŀ 20 4, 0 る 耳,

何何一

事

為

ま

廿

= 11

事を所をはが、人気田です。間は なりは何處 何と強あ一 さを 直まを 妻ぼ と 後 様 見 に 女 素 本 と 投 話 話 と 何办 受け 女意 ま 3 力の空が出で 芒 E 取 なる 彼外体書 女を見て な 同意 10 大い 平和和 夢の声が 來 は早速処學 0 知らいて 社等御 あ 後 ++ 手品 な 生活費 會な存在で L 傍ば る ま 飄? ま 段先 だや た 疲、 見み 事 然 H100 L 事と 根如 を な かい な す 11 of the 努ら 牧場場 善ぎの温度 燈を書る 1 何等 吳 THE ! 遊店 3 11 此 6 な る 0) 思蒙 力 意思 re de 效力 Zin オレ 1 下上 7 彼然女 15,7: ょ 2 Ŋ 7 六 Zi" ま U. -力。 L, 下で、 南海 極 様さ 付っ 作芸 な Ä × あり L 3 る 有意 何信 活。必 解し、 IJ 話法 IJ た。 樣。 1. る 樣等 6. DE CO 要 渡れてかっている。 L 义共 例告 稱よう of y L 力 して居 裸がな 隨為 斯 選に外に 外に 護開 私兴 11 -}-L 此 0) 寸 カミ 何先 此 寺じ 沒等世 ts 加票 ひ、徐 てう 來た 0) を る る 11 111 院兒宗喜 必要は 來すて 财气 くる 来る + (2) 電の対象性以外の のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のではない。 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 ので 人に 米江國 異い議 所産え る 心对方 贼之(旅 轉点 3 な 間達 0 行は 荣门 密きむ 無もの 特。八 來 事 北北 に同な Y., £ 華わ 有忠 FILL A 俱 方号 分於稱法 私点 行 仗 を F ま 樂部 行行 来さい 1 0,6 云が一般成 0 是 1) 幾い 之ずら 心と事を中さを 丰 H 11:00 0) -72 所 聞き朝きは は 彼常 7 事是 加小

私たの V 鬼と -角一道でせら。 H 水心 図る 形七 會 (7) 大公 體行 至 见》 た カュ

此治

5

I'V

·i.

風污

15

私

1ti

好意

夜

不

111

結ば

果。

力

3

身管

J.

٨

體

た。

酒味ないの 居るは ょ ٧ ° 12 B 多大我想 1) 日には 私 ま ¥. 6. 82 少言 外張制告 す のし本法 事是 +t-(1) 此 驱 欲 -6 好るへ t は カン 0) は K THE T 生 1:0 1+ 浩 不过 7 政宣國 0 む 歸於 快きは 合きくた 如いつ 胜 活态 L 6. 私 何かて 平片人 6. 朝光 樂? にいい だ 位盒 から だ ま miz 地ち な を 意, 子 りたか んで 事是 る て J. なら、 12 回かつ Ψ YE? + 11th C d: 5 語を モーマン **沙**宗 想き 0 意思 快時 何号 1113 業 私 疑 彼常 しこ ---前男 7 れ 兆 福き 間光 は 等のの 例它 ą, 必当 1+ H 東京 其二 樣 C 1) 稍等 要等 被 た 分が 林文 な 7 E 强力 手 \* 事是七 欲 1+ か ·Ji 机 V T. 0) の外線を 氷はり 滿意制以 力能を 私 7 -}-得 L 樣等 排" 際に入る 無行 來「解 を カ る 11 何心 1500 居的中家示言 編 113- 3 H ま か 11 ye 冷に 效[.] 來 -1 カ・ かい

度と自じ含か 間景内と 都と分光に 私装はた人に 合名か 最もはし何葉は 最高つ 和自後 合わか IJ 自らら 13 決らです 5 明為 生きなな年に 年に 年に 一とった 年に 一とった 年に 好い 悪い 力貴別 な 與索 -C: ξ. 称上事を 此 7 る 會行け 73 和智 送さ 1 0 別家 1112 2 1 は れ 0 來 IJ 1) 此言街道 -0 ま 0) 後に 書 7: 1 7. 4h 料なん。 -} 州! 生品 が 1 私 活り燈を私なる it L 最もは 加一 7 6. 1124 5 計 fujo. 60 ま 田沙 だ 2

心して 0 ŋ 燈電來《 雅学 打物 礼 酒音な 0 かけ 0 4 暖ぎ L 暖かは 有け 意味 浴び 何ら 色人 無む ~ をおれた 此二 0 此: 皮はは RIF. 源を皮で ŋ 府心 國元 眼的 微点 00 渡之南 0) 見》 醉 表言情學 色岩 色は であるよ 教与 ま 宁

はこ **猶無言で見入** 0

人だで 5 云いは ができる。 起きら知 知し れ なき 此》 5 不 以 (2) हैं में ड्रे 作於熟 熟意だ に遺 入い る き

六人により 0 女連が から I. S. ナニ 渡上際の -0 新读 3 方言し を - 7 此三 振立 25 向きながら ながら

0) HIT VE 列出 K はは 1 見<sup>み</sup>て V IJ = 行いま 北京 当 ま 今)。 初行七 33 英語 1/13 IL: 佛さ りょう の参え

> 六時に開発 瀑ぎ に慶鳴 我な牙でられ 建物 は作作 を い三 もの和にに間を網を選が た佛山西 7 カン 作っ 7 0 人い 共富 ただり < ŋ の田品は 典。 な は 此。 驚き 0 な ゴルた 音樂堂の下の腰に 側の美術質な水盤かと 大きな水盤かと 大きな水盤かと < 樂 0) 時別せ でい か 17 刊品 早く、 を 侧は の腰掛から る オレ 歩きる を 建物 事是伊生 張さ T-建物に陳常場は、 Hr. に夢がり 太 英イ で て居る利以 利 正常の表記 れ落 列。間次で き 0 9

建り處す ,水等燃烧 0) 理是 動を育べて居る禁 なら、階段の開 ながら、階段の開 建等物品 0 あ 以い 工業 像のさら る農乳 3 城岩 あ Z) > る 0 0 4 間蒙 池沿 會智 様言い ti 戦沈を水洗液 1300 IE! 流祭 がたら 中最是 女人 礼 唯た問題 場は の立って \$ を -2 K 望る 别言

建た共きや 哥 物語後方 12:30 が 123 7 夕かない オレ 内恋 湿フす 0 for z 取主 焼き 處こ 火乳行 IJ カン ~ む。打造 1 1) に立ち 缩约 (2) 点 0) 音を音

思える。の Sえは、音がる。の カ、樂・眠を周り 10 Ŋ 图: 0 n 谷さ 九 題き 館分 皆み たや 彼紫方 75 浮き 根如 此品 1:3 出い方 カン Ci 0 斯普 如证折貨 から 0 9E'

密に見る 朓窓が めら \$ した る。時か、 送 中国設定氏したとは ŋ 2000 上語口名 銀き 樣多 0 殊記 中夏 15 來〈 K 10 岩流 7 随き 群气 150 は 其そ続き 強な 躍い 炒香 TI 草 婦人 を 物物 までもりません 23 碎点 訊き

一成なった ま 有市 6 of ぢ 40 無な L 行。七 女を ル

Æ

デ 彼就

ts

3

から

F)

寸

b>

12

170

順能な

は n

| ちない

をば 0

Me-

我! 耐飲 0 けな 新光極。 男儿 開記 用。 冰章 常に 死 授き 力 8 75 73 與 友智 0 あ を 了 ただに大ない 以 4 ヹ゚゙゙゙゙゙゙゙゚゙゚゚ 角を 流 0 研が構め、 12 0 佛 11 何言 -(3 当声 ELEA . 0 西、佛 男とか 陽 愉 から 71 人 快车 體男人 感 カコ 得得性的 到高 L 我! 頭や 此 4 我なが

WK ! cop 屋ン街等 وداد な 木賃宿 離結

大智

瓦台

井

かさなりお 出だが 常和整大 现 カ ٤ 上に繁 製造場と \* を ス 0 間から透 地言 持。此 6. 地を占領してい 75 細素 恐怖 3 op 1) 65 合あ 居るゾ 街等 木 1) 2. 5 ŋ 0 0 無な 楓か 州号 念 三子 見み 店を を通言 の林は實になった。 0 6 オレ 3 1 て居る 更多のは ほ 射さ 1山或は100 叫诗马 L" ŋ 青空 0 すと・ 何處 む日 何先 0 3 世る事を思然のた大深林の西北 時等が 色岩の Ł 青々し かなかり 云 事 美なく 3. 0 優" のいたら L 6 L 7=

居る人家 I'm " -3. 涌台 樹のまた 樹き 1) 0 暫に問 越= 間紫 き過ぎて、花造 をだ 方架 石に村に 0 道教 0) 事是 大きな寺院があらう。た は はかなか 氏儿 は私 た。上つたた 1 が、矢や 10 15. 声 F 3

此處だノ・へ。 いたいと

ŋ

地生 鳴かに を削り ₹. 朓东 ル 鳴く見 此らめる 下部北 7 1 4. 見み ス 7 1) 生きの 見は て見" 市しる 明す牧場のは木の葉 पाई る。 木での 1) 0) 喧か先うき 騒ぎ刻き から TIJL 00 葉に は聞え、近く人家 街 靜 成程蓝 がきで を ----で ts 野。く 思詩時 村 ひ間が It 百 -夏多 風な度とあ 色岩 が午後をかりました。 なの裏自た 03 15 以," 通過過 る ただ 裏畠で L しさ。 -1-清憩 0 起きた 夢思 ば 粮品 45 þ さも傾げ 木口 L ・ル 11 r 7 6. 0 鶏 かを越 葉性 な 1 1. 心 が 小を

う。 方のという 一年は 中できる の見物 一年は かんかいり 博覧會 S支荷智 オレ を取り 取 + ~ 行的 事を が 分 の対な 対では 市 大を 大を 1) 15 (AV は 行り少さ を 1115 1 を L け ば貨間 中からの私 遠信 4 僕例が てに Ł Ł 然 に何れ \_\_\_ 準備 緒に電車 反党 0 殊員 百 ょ 邊元

75

水の流流 (いかだ。 かかだ。 (かかだ。 を神神さき ギャンと ギャンと ギャンと ボック

羊を飼い私に

居るつ

手で家記

製造の

2

7

3

6

0

宿島

居る

る Ŋ

女祭は

を引き

出差

5

だ。 あ

此二

れ ti

しょ

一と云い

7 かっ

73

から鳥

云い

ふは

間点

村智

かい き

3

そ

12 カン

を

は

0

を愛す

ぶと、

氏し

11

しさらな顔な

を

住す

んで

はほら云い

i.

楓か

樹で

0

林岩

中原

の小な村でまたりはほのようなとうなっとうない

居る

できると

此こし

ょ 草台

外您

た

IJ

ボ 0

> 否はその F:30 力。 3 物意教育 0) 脏 H-5 私 it 光津ら 11 11 草 第二 速 协; TE: 艷儿 事品 (III.) 见 1) I.T. の物点 H120 70 品を訪 居 3

美術的 間 はと 売等云が に、ふ 15 品华人 は から 7 私には 列場で 称"狭" i, 間に独か 0 此意 彼れ 疗 か と共も て関列宅を継ば直様その 此の 達する。 を 振り向 IJ にでん 中に彼常 拔站 6.5 ---け 非是 宝に 412 機会の場合 東の ら作品 1 博片 道 野児 一根に 入い 0 會打 T. -) 素す 素通り 練むの 阿克 が 合言 に分な 寒。 总是 を L 心変なると 蛇 泉 れて居るのと 15 れて むと、彼れ 居る 田島 3 11

體的 埃に畫。あ を 礼 か、指導 C. 0 ٤ 神 側だは 0) 學二 排 け . C あ る 面汽 0 裸的

の 様もの 上が 上が 上が 上が に は陶芸 0 れ -(1) i) お向いたあら 山世紀 表言何能 及: を 情ら 1+ 仰 裸等 持つて 学勿另 向也 亚 を示しては 頭袋 微心 其子 き 輣 を 天人に對 際には に居る HE 15 手で 横を ٤ 亚 服器 1= あり vi 11. た 30 0) 洞然を ŋ 験を 学が 黑色 IJ 111.00 S支 居る 61 0 重地 女乳 IE た 75 た F. をな げ 15 額落 E 氏し はく 女がなが 大涯 15 .75 だ 云か き 0 17 n が な 智慧ふって無いない居が た前衛 に為し を 黑色 山元は ts 沙山 1二

愉っなる 快会指導愉っ 中多 たが 愉 徐よ 0 光淳 韻を を 0 0 断す處なく 働信 代查 る 好空 L n 男を 至岩 睫毛 身を置 عرن 7 杜 中等 かさ で、出で た 居る 細量 0 都党 前巾上 カン A? 來意 · 力· 3 得 戦さ カニ 0 き る 限智 唐和 ら得る ts. 1) 强了微雪 is 力 自かがか

は一晩 候が 滿意 向家決ちの ま 0 が \$ L 足を 心之 テ から とて る V 感觉 所がが п ば ょ 数 1 13 カン 缺か 君允 あ L ŋ 今夜ぎ 7 同意此か は 0 7 F 來さた 全集 5 た 此 14 無な 0 云い 珍古かか 事是 ij -0 かりませる O -~ 何答 なく 世 彼如止。 す。 う。 な カン 一般は見 共产 知し 常記 る なし 85 で、 6 0 は ٤ 0 月呈 明時 74 他是 宝命 -(: 彼なま -を ば は 計算 Ł カン いとなってないと気を居る間をにい 彼るといか うい を 見みた

「當分 2 0 中京仕上 事 ガジ 急 45 カン 5 遊室 U 10 11 來二 5 礼 な

芸から 婦なので ると る。 心の C (7) Ŀ 置 は \$ ち がた 晚飯 少是 は は燈火の光が とう 時間 歸於 0 よ 何色 えた事 處 る料が 更きが 四岩 2 がき? 0 無な 風ふ 角を 月為 甚 5 妙常 佇んで 的 輝物 C り気が 行い整数の目的 13 氣き で気に 行って 居かに 行って 見みき 見み が 0 姐 夜岩 6 カン 3 15 す 2. ٤ な オレ

> 家? 此<sup>二</sup> 足も 前き 如い 歩ある (nj2). 3 出栏 何った が る 時 رچې 間ま -0 が 力》 不 間と 女のなんな 付る 宿ま 見み る る

抜め 如とへ 外景少さ夜やのは ٤, 何多 佐きな がの前に V 不らは 素。驚 L ŋ 15:30 男を 常 7 來ら 0) 75 も最高 宝金 た 0 < 手で 通信り れ Z 0 カン 戸と がすない 1t を 0) 今更引 以产 を Ł カン 直接 叩左 つて連 は さない Es 喜き < チ カン 例於 思智 ヤ U 州です の二人 た は れて 0 彼乳 迎 ٤ 譚 オレ 数 彼就 の言葉に對 な す し CA. 0 る 彼。行命 來< -C 女言 カン 共产 사하 る カン 11 73 して、 Z, 5 0 子才 今え其を は ŋ 0

撮影腰で空が抜か時景風が残っる 場が怖るてに、情報 た。 けっさて 居るた 否な 110 [. 重なした 分流 6. な と前党 が 0) 0 此二 さら だ 6 7 华身 1 ¥, 陇 5 思なる本 様さず · C: اع 暦で 來二 す を と彼の膝の膝の رع る カン 為ずず れ --} E 彼乳 3 な 飛売 答 は課 如いい 弘 上之 何か でいる 女是 た *†*= に設すは \$ 0 る J. 0 神流 た時別 掛か彼れ 事是 だ。 7 まで危いな知 着 共产 ま 6, 2 Ŋ

女なななな は 対ない。 3 ぜ 3 热色 72 82 क्रिडे IJ 65 に握り事を 力》 己的其色 主 ŋ のうし C. 九 胸沒 b 身がはない れ 忽またるか で直接です に直接です になって の息等。

> て沈京なで 次し めて -3-ぢ 々く C き 1) そ ツ 際気お 女なな 0 用户 -0 0 !L 方ち 加盐 は共き を見る なら 吸む 以上 Y" 加克 6 1) 6. な貢息 オレ 彼れん な ていき -(" 75 最多 す 答記 to 樣等 順子など 3 を心言 る極清 氣きめ

力是 如い 何かだ が 15 11 有声 何是逃世 17 6 n 處す げュ た 吏 見みせん -0 C. Z Ziv' do た共 40, 71 前き 主 を 2 L 11º de 服设 1= 川等私ない が 15 11 4.I 度見 达= 气 11 171 /3 \$6 2 だ 前き

彼立 居の彼り た 女気 分だは 話 仰 ず 立た が 駅だ 通るい 6 クションカナ 應 猫也目が 0) of the 動音花 は男で 4 を -0 だ 1.) 0) 節がら む 0 りな機を 前走 ば 底色 ~ を感す 脚な る。 れて、 し。 だ様き る、法院 111 礼 起き た素 HE. 知して 7= 裕幸れ 分元 とない 到答 侧% 40 ti V 果敢 5 な 脏。 時 II 7 顺多 -(" テ 來 共富 Tri 700 Z T.S. 此 3 域意 間等 オン 0 波斯、 ると 1 域沿 怪品 此~ カン 君龙 は 思蒙 5 6 منامد 脱ぎす 五 4t 0 郎然 見》 量か 何於 れず であった 初上 古。斯特 ż 細し 前為 3 は貴 彼なに 事是 事. し、態 を持ち など 3 715 群 出て力を来すの 我们 全差にか 題を L 來言

を 要は の貨場が 前 談だ 現まっとした 云的 た 獨的 カン 間光 0 7 ね を 解さ 5 題 想的 此一で す 居る何いた時で C. 時つ 0 カン 畫為題 ·斯· 废 n

其を移い知し西、非の 0 面的 强? I, t= -0 に成功の 清洁 閿 順等 西 を 力デ 佛蘭西人 除記居<sup>の</sup>以り て & き ~ な 0 のまと ٤ 明治信息 B は確か 0 0 6 て居か 担さ 6 75 0 0 あ 血はない 來 國行 る。 は 弫 に美が 無な 程等 米' る。 女家は を 利 加りそ 7 獨だ 人光 家か 未だ 1 1 れ 程深深 たる 開うは

-0

す

國とが 彼就 は最も 米が な 不管を 聖矣 到き 男: 来, 坊には 底局 5 研究 利" 商会 政上 加。 煙草を B だし、私になったし、私に 1) れ と悉皆比 鼻はな たマ 晚 當等ン 0 0 突然 で 質に はま 11 3 此た 7 0 心之 た 價が本気が 3 収風景な 気管はい 意気 了星 太人 出だ あ 男で L 0 とくださる 食 な B 野變 作? 0 今え ŋ ~C.

ば

よく

枚きたといって居る つ 一望は る 夕!!! る そ 處さ て 人<sup>り</sup> 彩訳中音 飯!! 如 <sup>1</sup> 或 <sup>5</sup> の も 居<sup>6</sup> 小 <sup>5</sup> 色 <sup>5</sup> を 何 <sup>5</sup> る 中音な 其一对允 は 無流深 に 無流深 に 儘き 行宫 る 肥ぎし L たがたなく小さ後の 通道 ij た原か 種品 迎力 から (1) 婦人に熱中 婦人 内け であ ぎ 出 注意が知 0 0 B 3 居药 看板 カン た。 が 世 ~ か片足を高さ 思議 知し は 云い 不高 す を 此点樣在 Sper れ 排門 450 れ 切き を通り な ば を U 狩ぶ 書名 始达 4. は 0 を買か I) 為な 本党战 過す だ 時也 出回 た 0) mi t 間沈 ぎ 叮謇 -(1) 0 カン 品的 カン 散えのす が交も た。 げ b 0 主 0 内容 中夏 北四料気 ₹ 佛 な る ながら た 大 口 場 中家 △這 15 開 L 理》 へ道が、然が た 何范西 テ で 居るが で「踊き 居る K -6 H 百

私

は

云…

老

75

氏儿

珍なないないとなった 向も吹きいをな 女祭 業 公言れで等 等ら T た が かれまながれる 道等化 × あ から い事を節を 5 濟力 IJ る評込 斯彦 ` < む カ 17 \$ 始性短影切 0 大意 街等 表が種々く 4. D た頭袋の 分点 0 15 たです 衣い 川黒が 行の居る 11 看板 何芒 奴 た カン を B ち を 0 15 0 真宗 にで 明礼の 血っに 吸 然か 清 6 0 11475 1+ が O 凯 カン L 彼れ 彈炎 ま 0 7 據力 込まの眼 へ 分か 断許け る 3 なき 寄席 眼的 居る 所 3 カン 所でいた。 日の日の一人の 日の一人の 日の一人の 其る to 糖素 11 で、 0) 主なん 対象を 何変や op 其そ輕か

> 手站 3

L H

5

間党

希照た

82

15

5

馴なく

緒上時じ

續ご

0)

腕さ

を を

組《 0

んで 7 る

15

女の

行生 た 4. ij

つて

居るる

-

起きな

0

來きた

否以

5

介音

红

ひ

7

呼点

さら

٤

彼れ

0

415

狮宫

から de J

650

共そ

れ

カン

らう 何党

ば

かい

その

最高なおり

譚智順先

正战 俊

に最高

物きでな る 無ぶ な つて 續ごり は IJ 0 不产港 方き度を豪た た。 カン L 3 6. 圖と然り 居ね 君気は、 ~ 請しい 0 た た 0 眺京 あ 1 冰 女 次第に 動賞 地路 る 80 物が限り 之れ 人为 Light. 時毒 寺 る 12 2 0 ŋ 眼光眼光 思えい の女の 其さは が は 付金付金 と 研究 好等命 0 今に × 朓京 6 特先 肉に製作 心を 馴なも رمې す V) 微 我和人 ま 7 オレ 居る 好弯 とは 押誓 を を持た た家か あ 文意 糖 ない 证言 鳥き た る 何是 から 大是別答 る思い事をふ 4J. 5 礼 段が高 大阪は 問別題 注意 云ふ點が付き が -た人に His る 意を引いた 來生 を して 体学と なく 服為 付了引 居の遊説 彼常

た。彼れ行い 工力 的平此二は なの発売ので 0 (7) 容易 様子、婦が < 11 文書の表 此办 5 ズか 3. 0 婦人な 事第 愛け 0) 樣等見久 な様に 話が種いま

如い

大きな

i.

82 6

カン

知し

11 HE

其子 本人と

妻 -0

5

力》

0

或はは

單な L

た

0

6

年农

過す

年办

日的

夏季

化学

來言

7=0

私宏

き

あ

6 あ

0

車を

共

15

た

證言

た

カン

5 分范

-

あ

限めれ

13

表情

8

0 間

い日前に

を

で行過ぎるこ

よくく

見み

0)

K

眼り (2)

も等と

異様ま

に思

6丈

れ

た

如い

何かに

風雪乐 近が 白じ

宗を

でるませれる。

82

日には

本に

V.t

自じと

瞬次た。

そ

行掌

過

彼なた

方を

見

ま

7

-0

送

黑多 き ŋ

4

頭當 大智 最も 6

髪は

紳と

-F-r

٤

は最高

初一寸見

自じに

11

度と

点点の

2)

車で

を

た たが

6.

2

归为

あ

れ

-

次至 話法

移り

0

あ

見り物の

人

本

0)

B

中心とないま

き

113

前党

(1)

有樣

居の掛か 6 並言 H た岩波 腰掛が 种以 短点 +1 0 人など 6 4 赤流 あ は 45 何等 n \$ K 奇.曾 IJ 異い ボ 0 2 思なった。 付記 0 驅力 身眼が 5

B

な

6

L

0 丰 真然 方角亜米 I な 毛け ち à 男と 利" 色合き 有涉 は 加力 る 體に何で は 書 どら 版 力 10 L 來さた 7 \$ 四本 100 人是 班~ だら 牙! 0) 種益 九

٤ 處されであぬ 0 7 0 或新聞社 語う 6 幸高 彼か 好等 去意 TAFE 調山 -頃言 奇 10 友告 心光 2 雑ぎ U を 滿足 談だ 週号 <u>ئ</u>ر <u>ت</u> 開か 0 係台 ಆ 豫本末点 ヤ يد 物でに、 大學を 世 居る る 何彦 る 事是 ロに卒まが 本党業は出。 17:00 本人 白じ た な 來き ٤ 分类 L 其そ 云心 此二 -11 0) 事を表にいる 80 は に出る育りれは或 押警 ば カン 或意 切 ŋ す

50 す さらで カシ < 鳥渡 た か 見に あ 0 男 TE 本人 御= 覧え ٤ 15 VI 见み な え 0 ま た j 0 6 主

ぎて、直

樣

後空

700

引擎

車。

と

0

間察

際人

れ

車な

一は馭者の

打造

鞭等

0

下党

近京

眼め

0)

を

行中

過す

前き

振る

&

南

0 米

から

カン

5

で

of the

だら

5

學に這は × 如与何 よく IJ 力 人い 文, 知し 來言 ŋ 人で た 去 0 30 .C 主 時言 \$ 失思 其 Ţ 御二 任力 後 度ど 私 私 結と 苏 15 す た = Ŋ D 玄 V 0 ピ 舟出外 ヤ 0 た 大だ か

生芸は、間恋ん、 居る 冬季 ヤ 伯以 自分はつ んの義 は 舒家かの印 舞ぶ 義 男き 理り 0 次記 這は Ser 長男 水滑り を専門に、 入り その 0 通ごで 様さ 名な 0 す。 を物 米では 語がた た 藤ヶケ 遊季春梦 米公 を 略等 聞 S: 11 秋し 事 4 ۲° 國語 4. 美な ク 留學 0 雄 教場へ み 10 ツ 自 云い Ho ク 申品 5 出で 珍し を ردم  $\exists$ 男元 送发馬! 產 1.7 女學は、 あり 乘,

-

私ならは ì 111-13 15 厚が 界が場る 間ま 方法 > 0 我ひ し 哲学 たが 家公 から 西。 な CAR なく 勝ら 光行 7 0 1 藏等 4 ク 西山山 かい 不少 0 秋喜 さら な 纸店 150 强犯 見 來言 な 不少 た 物当 整け た IJ き 3. 82 によ 大汽 から コ 少马 學於 行分散 要多 U HIE 國於雄學 礼 11 ラ 0 护 幾い何: 再会が、 1." な 夏雪 山荒中等 11 休子 何と開始 國色 行师 始 1 處 報為 出一 1 3 5 語学 酬ら 北米大陸 泉場 を得っ 所な MAN L 1 0 生艺 た ス 10:

世よ 空行 る事 遊ぎ理り 何だ 宝的 了是 を参加 横芒 L 0 長椅 たに カミ な 後を 想き 樣 好了.3 40 子。才 葉 き 遊嘉塚言 ると 管 門(s) The 調書 卷 た 77 L 多 Ŋ た。 \$ 煙分 は 3 なく 间览 郷じろ 居ね 國色 11 3 を 术 あ る 彼 事是 何言 W る。 のを見る 0 逸 を 青泉など 最も 寫 無力 ij はなり 學校 る Ł 時 に時 0 煙 上之頃到 -事 TS 被 服器に 事言 な 共产 と消費 がらい を安 此 心居さ -> 無むて

で復 290 校す を とば二通る気に 8d 氣 無也 0 رمهد nimi / 效, E 所 カン し旅り 知し 不 オレ 明心 つ な 何樣 15 ° はは

(197)

て了ったとで 取肯 して了き 佛 つて [料] る る然人 なぞと 0) 人の娘にすつかれる人間よりはい 0 반 2 4169 X. かり り見る物の m これ 主 を れ

病が を避 事を れて居る 悶えて居なが 到き せら。 川を まし る る為め一先佛書 中意 2 非常常 ŋ たが、 カン たの さら ま -4 にって で 依然とし 彼女 ん。 不為 健党 周西へ 圏と すい 衰 到頭其處で死ん から遠 弱で 漠の風が を 密報は しきつて居た身體でしたんで了ひ 7 L J) が 0 IJ 米公园 6 伊· 代言 ŋ 過ぎた 5 引等が 0 您意 い後の 心えず る機なり地

激な Sまた。 氏しは りず ると と共に微笑み なが る私を

事でで 君はは 屋中 我記 酒湾 5 かい を 私をは 如ど何 舌の かと 味も はら は彼を悲し、思 神經が くなり 思むなま カン 知し ちゃ 加線も 感じ まし す、 有与 己の好る 先アそろく りませんな た。 7 と共に うれる限り む道に テ U まがい 實 證 1 。 我们 何 <sup>②</sup> <sup>②</sup> 彼れ ŋ りて見み は軍人が 0 2 0 机 美い肉美い肉美 ますよ。 北流 0) 的特色 ま 戰艺

0

段だた を SI 0 一段だれる 私もそ 氏し もそれに 人なさ 機などで 腰亡 を 0) 下等 並な L ともんく た 腰べ 排 降智 ij 1.7 上意 て行い 階が

喜きン 組象 夏きた。 喜の人聲に湧返つて居 0) 男女に 0) 後よ くその数学 んの涼な し さに を 知ら に居る最中です 池か はおいかった 行る音楽と 逆や廣 場ば あ 0) 1:0 部有 影符 木 には 行るで 幾と

さまって

四个 里子

ア

ŀ"

1

口

とり渡に

此为

<

رمه る

カン 0

n ボ

鐵、煉 ~ あ 6 不答 來 れ 1t る 外丘とアス 帽子屋 0) オレ を見て ば 花炭 0 ファ 間子 戸に 人公 き 鳥的記 人はち ルトで 3. 新光彩 ME 築き上 春梦 劇 の近京 とは 0) 女帽 一げら 事變 き を れ が 知し IJ `` る 0 石竹 6 3

が重けたっている。 月ち、 居るる 河るへ紅 風な 有って たる 0 其の昇天祭がたの吹く三月は過 其と で、 女連中は 0 一裾輕く意氣揚々と馬車自動車連中は 飾りの多い 冬着を捨て ならぬ時候の 0) 110 節を遅れ で とこう かしし L と待 つて 0) てはる 降本 にな ŋ 位象 來《 氣管 つて る M

て見かた。 ぶ一人な が、大きな 携さ 110 do よう 分差 て、第五大通から かので、晴れたい 常の様化に富む 関な存のは 幾く とも数 後の三時頃無然一学の曜とから中央なり、一本者のに田盛る人々を 日光を浴び 数限り なく 0 く 別総く 馬車 A .. 徐に動き き行り動言い

批評を試 の有様をばる 並樹 席書 そが流行の かを占め、 の兩側に据付 みて 見物の人々 行の選擇階好の善悪につりをなると過行く重くと過行く重 1:130 とば 人々列をなす け たべ ン 中ないに、 一人はある チ には 注を 此二 の家名 3 地 82 B

他。のう 衣きの服 れた表 れ 服から帽子までをばった大震 する で、人をの 主性の 古物 生と こそ と 数 ならば 行生 門黒な頭は 道法 红裳— いざ知 でなる 0 相感 毛时 0 彼方 をば同じ藍色に 如何なる人かと 飛り では一番に濃 ので、 い新 心年は左程 ずい 経つて 3 称さ 0 白也 四点 カン は 0) 分流 での様は 世紀を虚 0 色岩に 進ん い感覚 中で に調和して誠を事業な歴色が晴 1批系 2 0) 编 國之 で水へ 25 25 2 る L 2 20 れに 刊る た 者 を

生つて居るのを見たし、又、或時は、二人がを見晴す窓際の長格子は

行き合はした事もあった。

世马

る」ま」、或目の事、其の

客間に這入ると、

されて了つては

もら

ソ

サ

イエ

テ

1

1

らなは

た

か

8 東スかさな

れない

いが、私に

度能

る 知し

此

の訪問は國際 しまし

とる。

で推察の當らずとも

めら

れて來る

の取次に出て

來る

黑奴

0

下げ

女に

案が

公園が

晴す

窓際の長橋子に、二人が犇と相寄

額路

#

が

來ま 色"

ね

-|||-it

からは日陰いいくらか

He

が

0

0 あ

斯うなると、

誰だでも

却 间边 つま

自奏自楽に

あり

15.

るも

夫人 は

其\*

n

٤

\$

の、随続

他た

云かって

居かいか めた 常で、 つて見ると、 く若し 國に 此の國に た の日は 秋の夕暮、私はハ を訪り のである 風雄の慶野し、 私は自分の疑心が作り出した事實を確なしいが、 さん でんない なん という なんなん ひとった かんると、誰しも一種の好奇心に騙られるが 馬車に ば カン 1 でけ と、疑ふともなく、ふと此様事を 問為 カン ると、偶然に 其の協師は ŋ 男女の相乗などは だ。 私は殆ど何と 其そ すよ。 た 0 何かの關係があ つく行くの も彼と其の 原内も其の邊に潜んでは F, 後で したが ソン はそ 河かけた hd れとなく引行 何の 行. を見み の大道 日過ぎて、 云ふ意味 珍しい りは 事と を疑が とが せま B いて 散克 晴<sup>tt</sup> な B

雄には定めし 取つては脚 様です からざる事が次は関る興味が ときなであっ 頭を食います すから 「一口に云へば浮氣性と其の知つて居る限りを話と 横在 沈などを讀んで 私は更に問を かりの 果竟 ラ ンドから た 不品行だつたから・・・・こと彼は 上になって見たくて城ら ね。 このが、 結婚して を進 面白 から ٤ 思なでも L ま ない

で、女の身分は断婚され行中、山間のホテルで親 ると、彼も 二事を知 二人が無い は進んで、其の事の原因と続い 今日や ŋ して居る事だけは ホテルで懇意になつたのが た 最高 と思想 初上 がほどには聴い U. れた富豪の家婦である事 機を見て國难を責め 明 いいい 世 婦人の身分、 ず、夏休 な 0 始記 心族 まり 此二

を話とし たんです。」

とに なつたのださら の財産 の四 つい夫の耳には八つたので、野ら來た韃靼種の音樂家に迷つて密 一分の一を貰つて、離婚と云ふこ う上流のソフです。一 一年も經たない中に、 ふと、直ぐ自分も其も云ふんでせう。小りました。 度せ 間 一、心を暴出 と云ふの に止むなく 0

> 種々雑多な 其様不徳な婦人と知 私には 意外の驚きに打た 男を玩弄にしたさら って居る たが 0 す 平気が 11

居る一での 女を愛 に又、他の男に手を出すかもつて愛されて居るとしても、 域には 君はあの女ははいよく 0 して居るんで 無論だと はあの女から愛さ か。其様恐し Zin 红 す ねば カシ。 女なな カン 知し 15 オレ ŋ て居る なら N 15 0) 默言 一時で、直撃 3 つて 時で、 思惑 微き

彼は再び微笑した丈け徳ぢや有りす 時でも 其をせ 一分間で オレ スキー 7 楊公 も「開発ト ٤ な事で 4 U. 語合 ま 其を ~ よ。 3 ま 時が背後 以小 4 上生 ん。然が つ まり には五分間でも、 か事なら死ったは 愉快な夢を見

は學問別 がら ろしい様な悖徳 様に私の顔を見まし 私はきたく 以外の事が何で分る 如当 が程に 人して讀書ば 1) 3 ない夫人の身 書 で情を催す 7 主 カン IJ す事 かと學そ腹す 1 て居る 上さ 出 る < 7: む

私 F. 1 デ 1 0 サ ッ フ 才 1 などを讀ん

¥,

れ

な

ぢ

クに 前に、 の番地をたよ 或智 面党 て來た宿の主婦 行き常 た十 返事 階か ŋ ほ 7 て來るやし 居ま して ど 少に から に宛 0) 行く 高な 力 らに其では 否な 6 ア 力意 ッ 七 を得て、 直樣 は二週 パ 家を 1 ŀ 一週間ほどい 早速で マラッカー 東京 中で、 早速で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 100円 で 1 1 ラ 訪さ メ ル 2 . ど以い ŀ パ す Ì

ると の門番に 7 私を ないません 紫色の制服になった。 で 早たから 機力 121 乗っ 7 米つて其の戸口の 神士は八階目の に金釦を輝かし の金を押した黒奴に居る

もな 暫く取次で 大きな建物 · ; かりを見せる。 を待つてる 火を る 空台 0 事 和長い間 で 大師覧 居るる 0 糖素で が押した を から 0) 界 和堡 向人の 能く 内部の べ 一人の 0 113 物为 ル 聞坂 を の出て來るが 音を 押試 音和 婦に け オレ が遠にかない。 ます。 みると から 泉は数 其そ 称"宝命沈范

3 日日 本人に面合 と婦人は直 て丁寧に禮 に私さ L たいい を客間へ 0 -0 寸 な と案例ない 藤ケ L 吳〈

云

見ぬ様になれたが、な 狭業 45 廊 下加 L ま 何德 か気造し

内なりを後で東なり 緩っは 0 思想 は 人ど あらう ツ れ カュ チ 82 たに今に 表合 IJ は れ さう か、婦なん ね ま いア た碧り す。 た がある ¥, É フ 0 其の タ 5 の眼には西洋婦がおり頭の間い類ですここ年頃はもら 0 ] 爱龙 肩の上 から 頭き 年亡 国 ほ 切る 製地な肩と腕 たんだん ヌ ブ 1 私をン D に 0 崩分 眼めが ŀ" 落 15 頭髮 の常として、睫毛のな とが ち は誠に厭な は る をは 見る -[-力》 元える とば の人と 柳= ٠٠ ٢٠٠٠ ١- ٢٠٠٠ 宝ら 6 8 力》

旗盤 てご 語常來く 無頓着 を見てい るら る どうも 0 着な調子で を 何か気ま 待つて 6 しく見えた 失きた 婦にん た た常とま の摩索 居る ま 明に一人残さ が と、隣 が聞えた。 5 た。 K 12 俯き 國色 0) 発で えし 241Ep 4. 7 は一寸私で 大雅私 私は極 方法は國際 國台 湖岸 准空 15 け

です、 ア 3 ぞ御愉 學等校等 學が校舎 快でし -0 0 がは 5 4. 行 旅行 きそびれて了ひ 1.7 時等に 如片 ま 何节

ぐら 年党 2 止\*\* は 年気も 取 る なつ 7 ち 123 op ち حعد あ ŋ すま 出で L 世 T h b カン 0) オレ ば 0 兎ニ 角がくがう 位る後季

30.5

No

私た Ą, 0 此二 4. れ な ij 退學 7 i. 心 t; 了是 4 た 2 -(0

の 15 で はままが たまま 何<sup>か</sup> に だ。鍵や タと止んで、 を B 徒然らしく洋琴を 文修向 窓越 部号 -5 カュ あ が 公局 たり た。 開這 復物の 私なも の資 は 20 弾がた 又是 工い 7 ると云ふ 掛かけ ٠٤٠ の静痕 分分 ち た木立に 済の Ti C より を決 -0 テ 红

先づ當分 はない。大学はは関係を対している。 分流::: ・又その 聞き 1.t 1 した様に、一 學校は < 中に復 御站 于 休字 たく 紅意 校から 君の御深切は全 --聴き液まし 2 L たです。 知し 居った ま が

「さら れ 何能 0 た 0) が、然し 6 6 か。 云い 其れなられる鬼ひてと 其れれ か、私 は云 決時 11 ٤

る

云ふ語 居る見み 元之、彼は た 交货 别言 少時 き K 決りた まし ge たの た いた様になった た課 から、 -0 0 私 る ts t 演篮 1= す。 を 見為語 脚電 唯な えた

朝

枝

た

0

を

H

オレ

0

た

或する

法律學

を卒業

潮る

れ

2

中2 向也

頭をはは

カン 居る

6

足を

6

菊は

6.

職

事是

來

處さ

カン J.

和為

聞

出で校

は

居る少さ 籍等を 科なとの呼ば 0 小きない 12 市 は 居ね 生徒で、 る ば 二季的 古立 小教上に 0 田なか 一人は 男女 紐三 男 ガ Ci 居る 0 各自日本の或る教會 には は男子一人は は 州島 0 0 にKーート 學生中 間 女生徒 0 闘りたが 中には日本人も 南东 部を 係は 道が の無な 他た 竹里菊 婦人で 構な 西巴 4 い身分で政治 人大山俊哉と カン 5 東発 る。 カン 3 三人交つて E 同意 があ 山田太郎 ら派遣され 科分 < 神なが 0 沿着 に一会ない た。 直 日にが、大ほか、 云いあ

學於於 互然が 等的 0 0 · の 三 0 たっ 來言 ど在り 眼め を 一人には ٤ を見張 理な殊話 世 0 時等彼れ た 同だ 得9 0 法學生の作 あ 0 年に渡 つ でい 2 學がを からざる 同人種 暫是 初地 は挨拶 俊しゃ 8 5 原息 L 程等 -下办 不是 の女を認め de を見る 食等 は B 此三 偶常 也 8 ずに居 合淳 然に 感觉 萬 なぞ め得る 也 一覧其を 里 \$ 世 50 く科學者 する本郷の 改ないない事を 力。 は たが ٤ 加兰 HE 何 何言 0

のた製い程を

-

事 礼

時にの

は

此二

れ

でも背負のかり 二はないとしてかのしてかの 細に腕を る変し 眉部で る日本語 本 品がなっち 前发 手を記 人儿 勢出 -で思を 本党の あ の様に形を 心なる 何 な顔 姿态 って 5 L 90 de 350 研究を 女のなか 愛嬌 しては 鄉公 大の中に 熟町あ あ 此二 Ł 來 を 居る 中名 居る かい た 日本製と量しい。低から好き 深刻 賞語 智 に暗ら ŋ あ って、日本の 4. す 様な模型 L n, 能の 息管 様に、 た 知し をうた ょ 記 肥元 -0 をつ کے ` V : き ま らず ŋ 重点生活 生祭は あ 0 か。 生身を た過ぎて 頭かっ いて 風言 た指導 0 上 女學生と 髪け 了星 が 0 その 女然 関連は黒く 此点度 有意 間為 彼就 0 のが多な 前に 6 形等 太さく はを女子 和し 何言 は 係は 木な学服を着 0 然か 光。 は 屈か カン Ĺ 重 れるま 俊は 分だひ る。 生だ 主 澤 がないない。 7 大き して居物 絶た かご 彼常 ょ 0 7, 締 九 短於 ルえず 何怎 色岩は 往 來 ろ あ 11 ŋ あ 力》 狗陰 15-4. る 決け 15 L

淋療後に見ず皆然して し、哉で馴なびう さはれしら 合然到於會的時事時等向於日本 資産 默讀 對信 難先 0 ル 出でや 11140 俊さ れば、 76 -6 田花 成は何一つ適當 事是 生きない 往宫 來記 来 掛か る E L 大語 女藝人の 最もも を訪ら 演える て居る は け 15 カコ る 運動会ない 騷 來た當座こ 生きるの 取も適當ない 無造作 そ なさ 6 さ:... 讀書に 様子 れ 12 5 3 れ が の適當な娱 聖書を 物势 カン 11:3 る あ 忘は年 0 階が曜今で日が オレ カン 一送に 歌の ŋ 無なか 節か HE 返治 所謂 如い 70 dy. 去 修う 自じ 女芸の 別ち で、街場れ 何言 何它 あ 會 分范 樂を 中等晚览 -0 0 む 異國に於け 0 老 カン るら初じ 口言か 面意 す。 折 たが 初時 F あ 戯れ 印意 礼 為产 白岩 なく 見出ます 0 0 英語 す ٤ do 8 现机 たないでする て特合 古原 信には 方無 米二 10 事是 る 事品 開言 和る を 那些 11 は ٤ が異いない。 0 0 手 無行 山家 經外 な カッ 1 學がとは 有意 景け 別る 国は神の学 繰込んだ る 4. 力。 れ 色き 質問 た送別 油質 -1-3 た カン 东 0 15 たの 事是 ね 15 つた 會思 6

流季即泛 石" 座" 卜 教は 國色 だ 1+ M 6. 牧恩 Mil

が 私 には 何定 l) 71

8

6 る あ に 間ま 0 3 事を 男を 共产 ٤ 知し 机 17 0 さは又全くいましたが、 女祭 た熱烈など 8 0 な情が は 或治 くが、製造製作 3 を以て愛し きを異に、 娘は 下さに 悪 得る 夫人に對す して居る は 随が浅 Jr. 大学 る 0 6

と、特別 喷汽 打った 其子 0 私たす。 真なははは れ E 7 こ同情 深刻 彼れを 彼れ \$ る不幸な性情 く観察し を見み 0 探き 面影に 1) 変を禁じ得ない る 废坛人、 10年記 後 15 红 \_\_\_ 41 轉元 4 ď. 方特 様常に も思つたが、 たをと L 面や 種品 7 私 カュ 原い な 0 5 0 tr あ は 遂るに

を

なるがら 8 國にす 雄 女をかなか には 遇 送り 全さく 堂之人 脆に 男女艺 拖い いと云ふい V が る カゝ 國於雄立 强 れ 女をなな 男性的 理り を 想なの 庇 反法 男 多 護 15 愛問 0 です の感念が 下音 L 7 & を 夢り 男を 様言身み微み

向也 日にき 本类 様った 4 た時が いきな れ る B 办> かに彼は多くの 金数 あ 達ち をば は 5 好 たけ 有.5 随着分 82 弟と 前ま B 家柄 カン オレ 向かう どう 0 青年が カュ カン よし、 5 彼就 ( 0 は其等には 狭い 様き 誘惑さ 心儿 、共そ 0 取りあった 地ち なる 礼 れ

.7-吳く オレ る 政党 老 姣 0) 情管 人 な 0 -得等 なく Ł

高價な名答とい 句、 放き肩絮 種は Ù 世よ たの望れ に引き 共そ 迎台 1 な生 は 金銭 望 かけ 対常同 むが、 を遂げ 活的 地での位がが 朝風呂に田掛け 上雪 を 樂坊 0 とを 然心 かが N は存む 身とす だ カン 雨らな 0 彼紅 年上二 3 0 朝皇 ま たが、 彼れ やら 22 晚書 で、 0 は 女祭 其子 に変む 異な 称音れ

汚想

今はは とで 0 雄を 國行 來書 此 LI 迎超 家公 电 米 れ 再び美し 云はら をも 國人 Ch 0 Sp は 遊學し 國於 なら る を î か & 如 12 作りので 心 < Ł 心れて了 值以 は 無な 捕货 醇? 岩殿は ある。 廣 家で 1 決ちは 然し運命 して、 送に彼をば 0 ŋ 幾け 0 -F 其その 理の外に す 此 身引 (7) 版 11 惠汉 三人は 思かる ま

笑き 止・ 九 は は 利ない ま れて もう 緑彩返 居る ズ カン 米~ かかよ 见为 ま 社 指て す かい IJ れ 6 は 其是 海(\*) 0 ほども、 主 間意 悪き 淚 と苦心 絕是 1 種で 彼かの 他也 L かい 大人の ま せう。 7 如い 倒步 屯 何に能力に能力を る カン 力。

私智 な は 處 云い Ł 共产 五 烈とび 彼乳 話を 貴君が 澤克 FIL: 山で 知心 -) 閱》 7 14:30 御二 4.5 覽之

> 境が大人が歌 11.0 女人 ると前に 樣 を打機 Ho 111-0 -5 ·與湯 見みた は to 過級 カル 1) 刘:ひ y, 易力 常いい たり 11 6 或をは 1年も す 大点 から ال ال 6 F -事是 ·J: て居る器が 1110 1117 長く逆を強い れば て活 物ぎ 彼か

に合む て、 ら思り 時事の 分割の 1 [JL] 美元 世世 心心地地 Zi. 水 付 を浴 O 0) L 地は何ともなった。 像言 ま く結び 4 たの び L 散々に 何事を ナー 様ら -0 ريمه だ頭な 例空 其で Ö ij あ らう、 背んだ B 後ま かしら 櫛と 声 i, 作を足で、 14:00 -) 12 だ人法 た・・・・かい を長い 11 82 倾 -}-放 路谷を IJ 茶节 女儿 或別 國於如此 して 丁度夏 か 見せて臭 大小 々 J. 人 此 推さは 其表 オレ 日のの 例為 ガン

を 起史 なす 貴者延の國にと 治は 加 をば定 つった 共产 時等 直線 正ないま のです。 の女に一 先をば美、 カン ds 光 \$ L 知し 彼がが 種品 柳红 その オレ 新刻 3 82 姿がた が Mary C TS な を い髪を 洪芒 ハ を縮ら 6 御門 なかな 1 먏 力 寶湯 引作 历宝 を ラ たく 外學 奶豆 大学 な 人光 るなな から 近流 そ 辅门: あ 85 雅沙

15, 3, 濃く ŋ 摩を空を変さ 想きを さ 一々 分が居るし 15 恁。に 7 る は に容がしている。 移う 0 43 取さ が 强了 空ら 所出 15 何度 細さ 5 無な 11 遊 L 15 耽台 -る 想 8 然か 近京 居な 步問 た。 は 帕·子· Ŋ を 8 物ぎ カン L 美人に 眼め < Ł 出だ を 0 何とら 本気の 通道 ٤ ハ あの小い眼を最近のいっとも見る通り あ 呼よ 缺些點 3 處こ盤さ 及 L 大い タと卓な 端まら、 12 席せき の高い名ない 廻き U cope 熱心に聞きて 女生は 3 8 上され し 15 -٤ HE る 見る 衣、頭髪の 鼻は 萬で特な を 削ぁ 娘ない II 7 つて唇 自じ 居。 も異なり 叩た 3 心きて を た ~ 締に 分が 5 د ع す 相認る た響に、 が、 自分が た。一時等では ŋ 3 演えを ¥. を カン 40 0 00 分は う 自じ と分析書 の質 0 上之此た た 禁事が j, 少さ ま た日野 始じ 人種 分流 つて 知し 11 したはき 3 の長老 0 ds オレ 樣 下げ居る 1t 此 L を測りの 女のをんな はる 途上 講賞 如い 0 な 宿は 3 掛けて 今度 演え結 何沙 女かなか 方法 物多 國行 カン し、眉語 屋和 容前 U た後 資陰 朝言 は、こり、は、外に は忽然 5 に來すて な \* 及び造物 校 續で 方然貌。 吹驚 0 E る 居るも 3 き を

賜なけ オレ 眼の物の最も 0 る 老 を う 閉と感かしも は あ 更常し二 何净 に、つ た 明い電燈 なく 3 不多 運え 思し ば のない成られ 運命で 前き 15 に菊枝 平心伏さ つう。 後はや 0 類當 自じ を見る哲 そ 分产 0

元百多

題だ

を

紹さ

介管

老多

人だ

had

11

てから俊 ・た 気も 時等 様った。 領なが 草谷に 床 えて 活気が 0 0) 少之之 時じで 彼就 ge 上之 為し來く 俊哉 間次 出栏 う 15 3 1= は 持 そ ば 性芸 **能**和 V 15 南を つか 0 返 そして 0 カン な 獨ない 何色 部^ Ŋ 7 ŋ 日を交び 物技を 屋や る 戯れ で 解び淋漓 مال 0 を 手で 打了 5 ら取りたことを取り 思想 を取り、は、 F 11 る ち、 15 一面白 明 有樣 す L 午二 後いい 何だは 上上 日 2 此二 8 カン 7 が が 此の頃の生 が、 [[]\* 決ち 日旬日め 間等の 2 7 用汽 頃等 ٤ 75 7 曜台 心光 腹<sup>ta</sup> 4. HU な 3 あ し 俊山 とだって寝って寝り 生 空気を 旅 人で ŋ 0 共 6 て了集 15 あ 活 打えは連っ來 战 ( と見るの 這世 る様な から 耽沒 入い 來き つた 俄点 0 礼

\$

易いは は 過<sup>す</sup> 否<sup>0</sup> き 不被放功言 する。俊はい 可かは 能 此 な か 1.1 0 疑問とう 全く とす か。 間為 俊され、まる を更に二つか知らと 決時 出で 心之 來き L 過去 此二 は た 分が 單な れ 去 0 ふ疑 6 は L 如い第八 経は、 容易 あ 見る問え に移っ が な D> 起む ら第二 な 程度 全界 Ð 0 外 ٤ F 直に成じ 成艺來《 功力 疑: 意いは 功言る

課でに の 護二夫\*料等 (小等作を事じ続いて 理りは 無 説き者と 作品を 失り屋。無 自じの す 分光返える 失り屋が無なの答案 件なる。 -0 0 あ X. (2) めると氣付 趣。題為 た合き は お あ 口之数 晌 た逸話、 何意思智 向雪 うう。 源气 The same 立是居る を が 限等 心 3 ち、 此 ŋ 其る 質与了是 4 礼 な 場は果て 日に例告 < 誰に 水 た。 0 本党の 他た 想员 そ から れ 管で た筋道、果 方は ほる 大智 起記 7 居和 面影 が 4. L 思沙 満よ た時じ から る 熟慮 け 73.17 例か だ 理り た がで 総党 参! 6. 短かかかか が女義太 考力 事是 は 愛小説中 を開き が西洋 大に此 する る から 15 ~ 0 れ मेह き

最も立たもう つ 迫 が美な 欠や合あ 男を 男きめる たと 庭証 迫が 何先の た 3 II (2) 如いた 世 0 人でき 大変なる 情 夢を 斯谷 たななな 何办 \$ カン 如 見る 不 知山 見る機會がなる。 Z -C 石力 思議や物 如法 た 姿を 2. 1 菊色 物多 & 0 思に地 女をもはない で、 0) 様に 理論 113 な を 久なな る 男を 0 は 4. 思於 柔其 他たが、何だが、 主人 人 すに、大きな カン 順 11 رچې 驚き 公に割っ 夜中 以小 說と 後 圖 前先 き 0 当 起む 0 0) Ho らず から 思し 此 折好好 L 女を記 せきを 12:30 から 非常に 態のど 提 地人 その 域屯 6 1) 乱 出。 船上

メリ 治学 Thi ' ří 0 0 B Bi 有名 6 な牧師 から、貴兄 Zin. です 長 老台 d) も是非如何でよか、下町の教 如何です 會包

俊哉には 宗教上 事は少 4, 趣はみ が な 6 0

上等 分款 ij 主 3 ま 6 カュ 6 殊記 15 神と

ても 何在 演説 分りま か話法 t ٤ らす。 足を 15 有り 云ふ器では 出たし るのださらで 學がを かい割り せんごと 生徒た 無ない。 貴兄、今夜の -} 禁た 山潭田 ちも ン カン ら グ は 禁禁物 THE Y 利急 な出 別に宗教 た胴の \$L 排 胴のな調を が 15 開き lt 0 る 6. 45

12

の生徒たちも 返事に窮し 74 さん・・・行か 男の 皆な・・・・ の無論出掛い 竹里を ばけるの る 3 \$ に遊源 なく んも です 問ら 行的 25 あ き から。 ŋ すま ま す (2) 6 せ カン h .. あ ね。 生徒 俊山 女な

行らく

一誘って、

腕を

組《

2

0

Hie

掛か

かや如うのでは to

H

何5

「然し、どう 旗陰 B 税がら 私には た び・・・。」山田は 次、後哉は 此樣 は切口上 かしょう 談を云 で、

絶か 山田はかどうやらい 脱った 13.30 兼か を る 413 組 (残ら 抑制的 た。 んで歩 突き 火然菊枝 す を與へるもの 事品 松を誘出 稍湮 が Z. 出 も類と 哉も今は殆ど否とは拒るのであると、誠を籠 來なく 聞か 音を聞く丈けでも精 樣 と講演を聞き 7 な気が かないは ts 7 X 為だ。 IJ 死と き カ も角で に行く 人光 様等

集るま 男女の 見<sup>み</sup>ね こと訊くと朝枝 あ どら 時等 なた、 の奥生が雨方の寄宿舎からば成らぬ――俊哉はいよく 4 参りま 行くも 菊枝の來るの 今夜下町の のなら は 唯 りば是非に、 を静に呼止 教育 へお出い も弱枝を誘って 晚差 其るの 15 日の夕暮 な 食 ります

ま そ 被行る。 す れ す ぢ るんで 4 な 誘き Ch かのなり L 东 も行く 別に街迷惑な事 うも ŋ 0 3 11 から、 行为

ろ

0

山紫阳 日本党に ぢ 菊枝は案の 學がを ぢ F の生徒もは 気はせ んに は日本人同子 \* 0 其の 俯き 皆読ひ合つて 向 話を 土で出掛け 返允 いて了ふ を為たら に続き L て見る 行く たら に野成 た L いい 手をも だと ~ す カン

枝を全まった なら、 事 男女の交際を当く別に迷惑とで な んで 别 4 御迷 カン 感ぢ (竹里 0 IJ 3 では ま ない。

唯だだ

步

上资 れて 頭其の夜の八時を約束に迎 以北 宿舎を出る事に なく安からぬ気 交際を 禁む 3 な がする大け れて C に來 启动 る 3 日本元の 俊と なの 習は、個別 6

俊哉は には口筒でマ がら 十月半の夜は閉 御覧なさ 教育 の女生徒が各自男の生徒と腕を組 北湖 ななと寄りこ までは三 四点 た をそろへ、都香高く敷石を踏鳴す。中家 対数を 漫を見廻すと、後にも先にも同じ 1 樹 竹二 岡の下に明る チを奏し 添ひ菊枚の手を 一十分間 3 ある。常枝は絶えず h ば 皆な ながら カン ŋ あり 0 行 取 道 通ぎ IJ 光を浴 和み、早や 愉 J. 0 快长 あ 10 る U

と鼻が 限なく 天井の模様、奥深い階段の上の子はからうで、三人は後側の來て居たので、三人は後側の あ なく、 る رينهى を長き 井の模様、奥深 の先輩 の窓 がて教會に這入つた。神學生で行くぢやありませんか。」 心の論明子 から 眼鏡を U ·" ク コ なぞ カン 時段の上 1 け 牧管 を見処 1 を着た此の きな禿げ の腰掛け して居る かって オ 0 聚 に向かの の数色の牧師居る中に、間 山地田村 自美 ル ガン、 先章

眼红 石 心に途方に暮れ IJ が総身をぶ れ た體。 煎き 然か は し、其を 0 力

た手は、後に いた摩児 羽枝は は其の場に俯伏しない。如 かも放さず 如とに 何し 大して 預身を 顫き たのです。」と態と沈着 は して忍び 握

物の草の中が の間で鈴の音がなから めたのであらう。 百が聞え始 80 愈是

大の目曜日は 一大の日曜日は できる。 「これば直様」 つか 5 の機會を求めたが、以後菊枝は後最初の失敗には懲りず、後衛は出したいことでなる。 最高 ひもなく雨 の失敗には懲りが 曜日は空客 2 しく過ぎその次の日曜日は待となく逃げて了ふ。 つた は俊哉の姿さんいと、一心に 如ど 何5 カン て最も

間を行う外が十一 つて 本る。冬の天地は以後三ケ月間と本る。冬の天地は以後三ケ月間となる、冬の天地は以後三ケ月間となる、冬の天地は以後三ケ月間となる。冬の天地は以後三ケ月間と本る。冬の天地は以後三ケ月間と るがよう。 上之 る積る雪の天地は以 中のなど 中に埋露されて了ふの後三ヶ月間と云ふもの後三ヶ月間と云ふもの 一日々々と増り 次第 に限く、

では、 でやった事もある。 返事は発見ない。 となった事もある。 返事は発見ない。 佐哉は遂に窮して元氣を失った。 馬鹿らしいをない。 では、 でしている。 できる事が、 できる事が、 できる事が、 できる事が、 できる事が、 できる事が、 できる事が、 できる事が、 できる事が、 できる事が、 できる事が、 できる事が、 できる事が、 できる事をよりも変し、 にくなができる。 できる事が、 できる事が、 できる事が、 できる事が、 できる事をよりも変し、 にっている。 とない。 できる事が、 できる事が、 できる事が、 できる事が、 できる事が、 できる事が、 できる事が、 できる。 とない。 とない。 というない。  というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というないい。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というないい。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というないい。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というないい。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というないい。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というないいい。 というないい。 というない。 というないい。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というないいうない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というないい。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というないない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない 無な最も送さ載のいっつせ後 分充 の上に・・・と云ふ文句が、我が燃ゆる千度百度のいやうになった。除りの が冷る 俊哉は 収つて 見えが 上され

を昇る果棚園には林檎や地路(東つて居た雪が解け始 冬まないで U K 春が來た は駒鳥 清水 がの歌名花絵 ひが吹き と茂出 B 0 はある。 す。 る。 n

まい。 老い男は若い女の手を引い を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 を対して、 をがして、  をがして、 をがして、 をがして、 をがし、 をがし、 をがし、 をがし、 をがし、 をがし、 俊世 0 % 6 散えら は 北江 び野の 菊汁の 校礼花

---通る カン の手頭か

さて其の手 な男の手紙に對して返事を為なかまの手紙を潰むと物をは去年からその手紙を潰むと物をは去年かられる。 これの手紙を みなり 想外の返事を た後見りか 何性や物の自じ 男 日分を制力の手紙が のりも強い 返入思望得 ら何定 カン

その 心がず弱枝、 翌年の小洋 校と共に又その 時に、金を 年の 道や小山の果樹園、本に強力にある。

はし起た早は いて物 れ 0 ば -非常 なく、 何時 一蹴返し しく が聞える。 L 極で 1 0 カン 々 腹が立た 紙袋 る 更け 平凡 相 を 場ば ば 75 って 先<sup>\*</sup> おおいる る 間点 10 1) 木智 な 節花 をだ 0 に風電 L 15 親是 俊さ 7 夜 着 しくさ 15 取と時間 戦き か 其个 6. 0) 音を 寂と 4 755 7 知し 自じ分常 毛叮 3 き ま 社 相声 手段 ょ ŋ 少さ 遠往 Ł

今は をば 來き 秋季 天幕 0 0 0 3 cop 冷心 やう 廣る ŋ カン カン K 0 な 葉は 左さ 顷 霧; 右背 は、高い楓 カン 見多 E 3 蔽智 俊也 1 學ができ 45 短がせ かい 黄が 初度 步 樹き L --5 が た 0 此三 清を 往宫來原 が 0 地方

> 外健全ではなると 選がといい 引心 從記 CA 川這 カ 出た後との 0 北神 れ して、 ほ 歩る る は 親是 毎まりの方とりの方 事をば 3 0 L 自然だ 0 < 成本 自楊は 0 ァ 最高 一曜き to 1) 美水 初 0 たけ H る HE 9 た K 不是 力 どに 人と が 日号 5 かい 曜等 智信な 男女間 細點 11 起》用言 校 園急 校 Z れ B な の風言 しま は遊れた 必ず物 82 俊哉 61 がし カン 5 性な 6 İ な に手 味はは れる突 TF" な を誘 を

> > -6

れ場は た。 30+ 小车端上一 川麓和 月约 0 菊き 第行 F ŋ 至 日星 誘 柔かか 曜等 75 11172 4 な野の L 俊也 草をか は カン 例告 になり 版を下 して流家牧事

ば

園で屋や 立た何なてはつと居る限を此る K 南の 世根な 薬を 四に空高 菊を 7 なく ŋ 國 はは餘 居る H 0 く舞ひ 無むて 九 念沒 い地が 数する 居て、 村なの 膳は Ę 1 0 2 渡鳥が群 0 上点 方 野<sup>o</sup>o<sup>t</sup> 其を n デ 裏記手 る。 を 午 7 0 間を顧うの小 を設定 一つて行 程と 0 長別 733 る 日光が 川星 を 6 ٤ 光は カッ 來〈 な 見み 元える祭女 で、時々一 時々一 3 風きけ 椰\* がなか 000 虚るぐ 樹 ٤ C あ 0 が 海に変なった 森が 眺察ら 10 に風車の 6 通信 5 め、 ŋ 園だん 高尔 最も 帯に 3 6 空

> 乘 7-L 机 Tuc? DE B 1113 の音楽 俊さ教を 動意 75 人然何 は 間言 菊枝 カシー 0 TIE からに L な での安性 人意 L 寄添い 北 手で 3 を 財文と なな。生じ の宿とて、 141 俊さ カン く 存む 24 理公 0) L HIM 茂是 of y 2 L た草を た。 17 我な心は D た鈴き ぬ機

ひちいたとうしたという。 「大芸芸 態なから た は tr = £30 柔い F -0 和わ 云 哲學 ŋ 2. 75 主 3 E 風言 眼め 0 版で二人の 臥なせ 700 此二 な 7 用壳 了生が 近党 CK 0 所 力を問い 0 農家のうか 独 疗胃 7 た から げ 4. 何是 6 かい 思想 43-

勇物氣き 自巴 氣きが 分范 \$ 0 手で 当 75 は が 初は < 以 堅と 趣 前光 8 を 7 安堵し 真は ŋ 男に 赤 B 更に 提出 たら L 驚 1) から 4.3 縮 向也 た。 8 き 息 6 0 れ を を 0 息等 居る 振動 をは 3 た 25

らず 50 得ず 彼れは 俊らす 哉 -火也 ٤ 8 極意 英心 不少 0 度 話 樣多 0 7 0 Ta 胸兒 女のなかな 恐る 0 尺禁 聯系 怖 V いと演得に 耳で竿頭 \* 口名 7 押言 をお 與星 # 12 2 菊智 は 49-を な 枝之 迎さ れ 日片 は た と見る 本語 學云 何先 t を 2 Z 仕

かい

0

王笙

7

3

平常

牧事

な

が

間影

老 場

れ 位

る

流祭に

0

質》 K

0

力言

夕陽

0

光なり

宛言

6

大智

촹

野の珊児愛で

る。 3

高加

0

ば

ŋ

٤

5

散ち

ŋ

カン

田なか

合を見渡す

重なさ 手で

風か

丘如

0

と斜に B

上是 5

ŋ 寒?

カン

け 0

果樹園

B

取と

ŋ

の生は変

垣点

早々大な 年に ふ前に、 直流 分の姿に最後 な禁節に同自な手袋。 L 店見物に誘は いた。 初は 人急ぎで、 特をの さて眞黑な無 7 中草 から 0 度昂然と姿見鏡 を剃さ 降本 れて居たんで、會社 瞥を 0 然こそ曇つて た 僕は知己のな 加台 晚生 尾 顔を洗ひ、 服ス よく るー 15 才 の前は掛け、出かっへ の前に立つて自 ラハット 4 頭か から家 た 頭髪を分け か いようと云 ・すっ 家族か が 節ると 風電 「真白 きり 8 な

见力 ŋ た芝居 1t は獨逸 4. 明喉を は 例的 3 聞き 來た ユ かし 1 37 連なたね 女だなだ 力 N  $\supset$ 云い メ デ 1 }

ここそ

きま 一時なっ 沙居 雑談に時を移 かい 居る は れ ど ると 何時 0 がして再びに の間に降 理り 左" シ い戸外へ出 ヤン 0 ij 出た が ī 1 ~ 入込む 一ですると た · no 0 は最ら 0) か付き 事是

曲を僕でつな 僕是 を背待に たなり す ŧ い具先 はず る た家族の連中 0 0 p の地下鐵道の B ŋ Œ で四十二丁目が 17 面党 行 っ に吹付け 入口の 0 てのかりかりなるを で げ ŋ 忽望 道智 れもも

云い 歩る 一行先見ずに より 來る にどつし 步 水 行き さのと見えて 間で のと見えて 間で かった。相ば 相象 此らか 手も同想 方 が

喫魚 投遣ったの あ 励して顔を上 杉 6 った調 Kさん 天気だ だよ。 わ つのでいる。 ね ま つ あ ぼ 何處 6 女のなんな 摩索 被行 やな 2 たの。 4. か。 ひ

一を歩き 僕とい 分かって が前さん 居よう。 知し 居砂 つてる女だ。 る その連れを だ 被分 身がが \$ 時だが 0 なん 0 たんだ 15 んぞは ブ п 云 1 はず F., 此二 ゥ الح (Z) 工 大震

一人で 雪さに 吃意と Kさん、し ほん 結句日本人の厄拂 たんま ス 澤克 7 丰 1 ほ。 1) ば 筋も大概 で 6 日与馬 ( 私なの しとぴ ぢ ريعجد ス 15 あり トは此處に民 中 400 0 断次 Ŋ ないと命に觸る 1) ま せん なす 思蒙 カン て、一旦質 た 居る 私 力。 た處 1 はじ 思言 から よ。 B

女は掛けたヴ ……今夜は 何先 0 最初 5 越 度と ま たっつ 仰為 有品 脱岩 む いたわ 后: 似を 承よ 二 ま 世

1

25

が

真然

に寒く

って地震

ŋ

な

ラ まるで氷の様でせら。」と其片類をぴつたり 押付け

「何との」意識 もうつい らつしゃ 「酒屋は 人で承知 行くん 最ら 晚記 だ。 に久振だも カン して 急等 私の家 女は 拂告 びに 僕 0) 一杯かね。」 腕を を取り IJ IF

恁ら攻め した もと來たブレ を た身體の 力。 此一日 け 1 5 IT F 重 れ みを凭 ウ 7 き エ 11 仕が K 1 凌ぎよ 井 出る が な け い。僕は 炳 建华

星の様 雲の如言 F., 雪かた。 に風電 戸る日も 0 を担急 Ì 朩 U 儘に彼方此 ずつと見渡す上手 僕行は、 廣へ 11 テ 不夜城、 内小い 真夜中。 8 1 ル といいですを浴 女がな な色彩 た。 路 を サッ あたり 初心 2 かとも云ふ、 め 腕を 質に見せ 只ただ 方の ク 下手 たる 东 ス 組 居かる 帰る場 など云ふ勸 手 み 女人 色は 11 11 73 連る建物は 0 才 度 き芝居町 がら 灯口 門及 まんへ 6. 45 ラ ダ 位 少時四角 工場 1 れ 景色 酒点屋 が高弦 さっへ ウ 0 6. py 電燈 0) ス ス 1 こに其の 頂き と少さ から遠く 社やだ がはまだ行 T ~ 丁が 立意止 く登か ラ F ル

年是

顔を根めれて見る が、菊枝は 久さし 菊枝を己れ 0 又是 蓮を 學等 6 見みた 日中 校等 it 3 *†=* 初き 力》 もち 敵を近寄い て居たる ば 0 85 菜 外套の だ時 45 カン 7= 程是 拒從 新婚者の 女をは 時等 ŋ 遊传 む に通なきる カン 文けの力がな 俊い 男は其の一束を禁に 中ないに 俊さ 鼠ナ 4 そ 战 た拍子に突とその 25 82 れさへ に抱きすくい ききと は は 基件 みが緩に神に謝し 夕風 地古 \_\_ 一ヶ月ならず と鳴く 8 な が寒 どを たじ いめた事も い。二人野に 歩き 5 聪 づずし 力。 た。 類に接 さし L ら 0 気がに 運流書館 っとて が行 7 あ 7 氣きと 印第 を、闘な 鼠意の 時也 た。

0

夜に

の中を彷徨つ

HE

ょ

う

٤

た

り、

或窓参の

夜

らず山田に助け

オレ

事をの

奶儿

末等

を機力

がし

た。

动

燈

K

ひ、

J.

5 Ļ

15 0

して

菊草 の身み

枝

たなば

カン

から救ひ出し

元》 カン

0 0

幸智

な女性

L

た

を盡

L

7

4

た。

悪やま

の自は

とな

た菊

枝

1:3

上をば深る

開校 シを旅 夏を 行 月日日 15 1 は うるとて學校な なつ 暑中休暇 は過ぎ後 0 \$ 節次 を を去つたが、 4=7 來な 6 卒業す カン ボ 0 2 ス ŀ 4 礼 な 2 前さ ŋ あ 0 秋蓉 年亡 た 架かの 二人の と な も が 絶 り 解 を 有 り 望 ぎ れ 彼紅 所有力

は

學を

の菊枝と共に たけ

に離れ

朝き

たのない

して居る或寺院の

屬

L

の長老に計り

ŋ

途に十二

字也

-6

K

れ

3

に有之 生都合 小生艺生 得學 10 真言 なり、善良な妻と 書がめ 俊さ 大程 IJ 罪以 から 致治 前 から教 L Ì 红 低う 神光 神像電 ません。 ん は 0 後會社 Z' 私は今日 たに納い に對信 mlr. 3. れ、菊意 なり ٤ して 以前の通り物技さんは熱 兎に角ク か悪智 などで 感なまし では た。 F な 決ら IJ す ŋ 神家 カン L です うて 0 7 ス 者が 温克温 恵と þ 下海さ 3. な議論が 教 と私の力で 0 以な婦人、 は 間がだ 罪を答 貴方 決ち 6 出でに ٥ L ٤ る

候なりは

厚言

0

段院就

感かれ

する 気なら

るたち

有之東部

大學に

に胸を

L

此處

にて

學於

你

を

婦は図え

す

る

つも

ŋ

今日まで

数学

82

只な

手紙をば菊枝の

許に

小营

田富田 のでで 俊は 菊枝は俊哉 友山田田だが は It 牧学 歸 划之 Mil 太浩 或時新馬 ٤ 郎多と なり 敬校を 新橋 會 前片 學者 妻是 市場で して 有当 Ht.c 望ば で偶然在米 居る 遇\* なる -> 社员 ٤ 武心

-----

Z.

t:

て居る薬卷の棚を一吹すい事だけは明瞭だ。

1

11

常に衛信

初と な

慰み者にされた 哉に見捨てら 事を 知し 礼 ガ た常時は ٤ 州片 1 s. 0 恐さるし 恐しい雪さんななる 17 は 111-2 0 害を為 7: で被称

り 産落し 性が政されの治さる 西さず の観察談 ると、 TEE. 商業界 出り の女 0 何時 HE 4 た 本人 1) カン がたがらづから 8 の為る事はい ら日に 極 から 一味の女の様に米國の女 殊 法 省· n に来関 般况 -) 集。 て各自勝手 0 非常常 風俗 を占 女は 人艺 然の に男に 情等 稀で 教 共 米心 あり 育り 國 1/13 妖な かい 视物 3 ま, 開發 of. オレ

此二 して活ると れ 外され する な た。 0) 仮よ 4. 樣 E 會合然 体な話を澤山 < 忽ちょ もない 米公 他た 図え 座中の一人が ない だ 0 一个 開生 様だぜ 7 6. て居め + から 人 あ が 1 る 僕は殆ど 十人皆さ 最後に 信法 じら 横

アどう ٠ئ٠ 話 だ。

を入い

れ

その 男 11 まづ 月初 Ľ 主 た 12 7 15 Mila IJ 喉と ス を 7 ス 前等 で、 0 共产

+ \$: = 方いらち です。 10 れ 75 家 0 近是 mis 1 紅青 搜点 いきア 女能 15 0 2 方 **=**\* 0 男をは 停る 7 7 15 て ٤ 12 込こ 成な 2 中 H 引擎場へ て居る 立,4, "吹。 車、貨幣場、ふ 納育公 式ふんで んだだ 紅言っ 車く 來さて、 しいら 3 -i. がさ 何也 W 7 な を見物 mig 7 たんですとさ。 つ んで 下行法 處 いのあ 田舎に居てい L 3 6 78 を見た 一着くと 其产 行して 弘 L 様常に 7 70 手 家, たまけく すと 身を 親智を ŋ 机 た る る **£**: 2 から 0 保性 中菜 75 0 OFF いきが 行い 居た -; 17 旬 行すま のだが るんで た 15 と思いま た娘 きなり二三 は す 會社 録かる 0 E 其をの は カン 何とね、 19 烟点 ち 見がが 最もう 土生ッ 此處 0 ٤ な ひまさ apo 地きフ ま 7 ح 0 勘点 いどう カン となしか 7-\$ 役員 関に掛つた鼠 0 居る ろ 7 ŋ 0 金数 好い 80 0 家言 れい春公日で が自じ鞭行 商や カン 一軒宿屋を彼 6 口 7 はたら、 から からなった ~ 1 F ではい に消えて了ま だ だ れ な ね 送达. 或日野 分光 いれと 屋中 0 カン る で 0 7 から 7 そ だ 0) 玄 為し此る 如ど 0 家 何先 何免 れ つ 何う 玄 堅於 を かって 居る な 行末が心細い 居や 久なぜ 紅雪ーク つて

" な緊緊 1+ ががが 所謂 海波多ケ響 に在 川墨 る んで 0 雅だ。 す 力。

> 0 る

¥, 0 10

特な

紐

育

さ。

-

0

P <

1 笑言

3 6 す。

ょ そ 4.

L れ 弘

ば

堅 も 7

氣

15

れ

なるまで

から

此三

土土地

カン

E

れ

れ

なく

雕結

0

紅言

で

若認

0

15

泣な

カン

٤

氣きの

小

カン

小事を

700

75

4

んで

7 節な

一 返ん はち やア

待ちが

V:

唇の

事是

田島か

0

て了いま

0

風かせ

K

吹

カュ ts

n

たら最後、

例をひ

來記 12

行祭

人に関

-6

す

か

A.S.

を入い

始世

其たれ

アプラッ

れ

80

あく此様事と

事是

を

して

居物

ち

、或っま

0

X,

0

10

75

ŋ

其之

オレ

カン

時はなりなく

堅な初時に りに私は を ない。 ないでは ないでは ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 はいでした。 だが、 食べて行く支け しく三 な野が見て居っ たんで ル の話で、い 3/ は、離れ 1 0 0 戸三方のあります。 とても L 語と す ŋ から 7= JE . を によ、家けい だ ね。 11 玄 打消 ま たらい 0 るるで オレ 造や なら す。 7 身なき る ŋ 6. れ 堅於 其様警 如"切雪 週間に な 死し ま さで花がず 7 勘工場で 何に 今でも 6. 人が対い (1) te \$ に、 P らんでき。 0 然とこ 僅少五 為ま カン ち 凌ぎも 番: 居る人と が為し 生 八が流行 一行け 上きて やアんと 步 0 弗だ 一見る 利だっ W 初上 紅雪り 賣 付? わかっ六 居和 から 來<sup>き</sup> て き が直角がも 同黎 た 子を る 共たのようを為して ちの販売と云ふ じばば = 7 .2. カン ば 恭 1 E 10 カン 1

て、か からだが 若然の 7 居た 紐二 せる だ、同じ カン に居る 战沈 變小 つつて、 へる様う 僕 ľ 15 事にから 其も 其を 13 75 15 0 なって了 is 虚が 後~ op 面を何いちの ッ 居ら 65 72-110 5 1 ま 度には を を れ 前等 ..... 自じせ た力特 ね 分がか 3 変なく から 0 is

踵と

0

高な

靴ら

0)

裏で

洋 "

燈

を

摺す

b,

卷

草。

0

煙

を

初り、果然 時も驚かな どら で、ブ 全皇 1 トを小意気に摑み上 だ П 4 緒に ì ۴, お思君があるんならいなっと 76 れて 酒彦を 6 來る 事是 は せ、 の販 上声 沙学 なも 女で カン げ 次には 石记 0 細と 0 た い佛園に形のからした。 後に ン ね = 失きた 7 使き 1 が 0.0 が様子には を つ る様子。 判ら 紹うかい 15 ゆかス 何少

よう さて 又更に談 同ら 11 更に笑 U 人ひ更に飲 2 更に州草を 噢 L

### 林光 間がん

部ぶ ば る オレ 0 15 ワ 3/ カル 都とカ 反法 Ŋ 2 會社 を を 見なっています を破ふ深が を訪さ iffil した旅気が一人を表している。 内尔 到光 るたち 45 楓心 10 0 木芸 徊台 面党門套 騒る 美多 0 3 0 公司を対する 醜に 米國北 さと 其そ ٤ な

人影の消え行くさま、僕は此の芝居町の夜深はなか。 もう雪に限ると思つたね。 染分けられて居る上を、歸り後れた歡樂の男女 のとが、此處に深い調利をなすからだらう の自動車や馬車を呼んで一組二組と次第々々に なく雪を分けて來る 種犯し難い靜寂の感を催さしめる雪と 光で或處は青く、或處は赤く、 した様な夜深の燈火と、 腕を組みつい行方左方へと、或も の人道は齊登 しく雪で真白な 電車に乗り、或ものは其邊 歌樂書きて 如何なるも IJ 虚さ リボンの様に 何となく のは音も 色電影 立い 15 も 多

なも 日に にぬば 本でも雪の夜の相乗と來れば の。増して乗心地のよい護謨 1) 握り身を凭れ合せ天地 散々に 返山殿 散らして問も 輪の は只我ものと 何となく妙趣 馬車は なく女

に遠くも

ないが女を扶けて一輛

の馬車に乗つ

たがベッ

んだね。

僕は辻待の馭者どもが勸める儘に行先は左程等でしまっている

鍵を出た フラット・ハウスだから、表の大戸を這入つ 三階の して戸を開け 女は 死人な 光に立つて僕を突當りの客 手にさげたマッフの中から

壁だには 連れ込んだ。 色船の裸體黄 が二三枚、 室命 方には

あ

1

もう類くつて懲りく

家の内儀さ

吳れな。 路と登しく、「 がちな日本の女よりも先づ西洋の女さね たい限りの馬鹿を盡して遊ばうと思ったら遠慮 だり歌つたり、さて接吻したり擽り合っ する中輕く容問の戸を叩いて此の家の内儀の意え、言い。と 0 アノー 1 方には安物の土耳古織で園 ナー 。此處に二人は身體を埋めて飲ん ベッシー、ベッ シー、鳥渡來てお んだ たり、し = 1

ٰ

「煩さい だから ベッシーは甲高に返事をした。 「何か用?」とさも 「鳥渡で 低うは ね 好んだよ。又あ 12 私や最う 煩る ーは其の儘立つて出て の娘が駄々を担るもん 幣つてるのよ。」 ٤ 云ふ様言 僕の安な

ないの室の方で何を行った。 表の戸を開閉 ず節つて行くらしく、 如何様何か紛緩いて居るらいかなどに見る 摩に交つて、ベッ らう、暫くすると太い聲の男は止めるも聽 となっ 此う云ふ處には珍しからぬ甚か する音・・・・そ やらぶつく云ふ太い男 リーと関う 内 候 の野 L 礼 オレ カュ 起功筋 ぬ岩波 も聞えて、滏に ら家中は再び -C: でも行う 0

> 人を置去りにして行って・・・。」 僕の側へ坐つて「すみませんでし んも 义是 云ひながら踪つて來たベッシー。直 だつて那様女を背直込んだんだらう。 7= ね 大节

「え」。偽様がないンですよ。 大分問着てたらしいね。 0 V 117

尤も自分が承知で此處へ來たんち 「ふるどころか、てんで受付け 來た娘だもんですから お客 をふ るの カン ないんですよ。 P

「鬼な まり扱されて來たんです ふ、悪い者に引掛ったんですよ 「川舎から それがや、情人に数されたつて云ふ譚でもな なって ね、女を連出して命に仕 男にか から よら うて云

力: どうして連出 んだね。 さらかい。それぢやアメリカにも女衒が居る さらです。能く行る話ですよ。 12 事を 無常と 僕は耳流 」とベッ がだった。 手を變へ品を變へするんです と時と場合で、 しい話に興を得て、 1 るんだ。いくらな りはまいがや無いか。 は段々辯じ出し ある云小思い たから

見が行いた 自じ押雲 泛。 本も女芸 1710 た後と見えて、 付 B 见多 陽 な 0 処ち カン な 0 自分は 人が見 0 る 重なった 同等 水学 体に感ずる 何答 唯意 時 後信 た 漢以 への電車を待つか 國家か にとして大電 つ纏って、 加象的 向也 種。 4. ば た激を 模、野心名望、 强定 た電車にで IJ き 感想が 算版に 人に話 上之 0 TS 新手 挑荔 上を歩き 始は 8 0 に首の根な 乗って 居び 夏の日 ege の人と 影響を す様さ る。 再亮 一、群史 礼 ば から TS 力》

H 兩空 は電車 から蔽ひ 人気も かいる林の中へに沿うて一二町は カン 居る へと常も ほ ども井の なく分 み、道常

今年が 力度紅葉 後よ 红 タタに 吉 重量 機能に とて、羊 15 脆多 は 根心 腸さ 木。盛熟 1) たる小道は とでき はれ 0 葉は時を て居る 一その枚きの る。 たが、然 はせ 々な深刻 、々を 6 0 國台 煎して、 ij 見る散り楓な 柳の林 中家

> 明える ら、茶 まる ع 万多 思言 -C な れ 念色 る。 い小さると ば、 居る行う るがを被い から 此た方 ると 雨意 が起しく カシ 明製 更に 彼な方を足む 0 降 彼方の明いません。 日足は、移行人 順な田だ 1) いだ 山青 なる 注ぐ -3-0 が L いが 1.t. は 族がに 一度しに時になった。 Ci 忽かる が 陰常に な た桁を け な 15 ツ 礼 ٤

りならいて行っては栗はいて立ながれば、関連ないでは、関連を 聞くとも が、起き 歴え 7 が Z. 栗" 共きの なく 鼠, 下を経 時自分の直ぐ行 摩るで して、 7 な V 狗言 手 \* 女きの 常でなく

兵卒と娘―― たに実際を言人のないでは 11 世だ容易 て立正る間で立正る間 其その -足を許に る間は 0 んで 血き に所とし Zy を t. 居るる なく、自分だ 沿意 福等 得之 ば た黒奴のは、まだ 事を 6 た。 3 樹地の 次 す 第言 は直様 る ながだでが、だっているだった。 様に廣 を想像する 制性 < 服之 年だけを棄っておいます。 る。 0 明亮

を頻答 胸启 「主 後とき いて だ カン 2 気色で き な 事を ば 73 を 0 ٤. あ IJ Ziv -1 カン 似なの 如心 14. fuj à 6 群は ديج 0 共产 of. か 兩門 . 0 服定 場ば ٤ 手 兵命 を L を 专 統" 組 立たはいないはいない 6

> 山立さ 児く IJ あ 縋 オレ オレ " 1 ے 7 \$5 ば ヹい かい IJ 15 女名 倒点 N 6 オレ 15 L 压心 7 til ž, 手

係は 0 沙河河本 うと LI 切堂 红花 切 11 て了ふ 礼 賴 主 切灣 1 0 オレ 12:00 て吳れ 0 ح りんなが勝つ だ。 手無如切 れて臭 6. 15 此二 te \$6 礼 前き ts なぞと から 0 関党れ

女先 黒が奴 兵心 。彼は立派な米人、彼られば如何にも解えて o' の記がが 0 女である。 がすな からず ず不快 彼のよ < 開章 吳公 红 丽太 も家然 礼 前先 カン れ 4~= た 隸 とぶひ と かっ 0 0 切 0

何言 くば らら か大売 女は返 思言 0 5 -5-护心 111 3 HH 1--\$ 15 L た、様う なく 暫ら 城市 < 共之 總景 1 (7) た男の 手の 上に吸べ 7=

月1.20 る ď, 公与 W 名を 何さ 0 だ 6 1 = 力は 處そこで 呼び、 カュ J'5ts らどう 公儿 る 會する は から 行き時 初言 から だい U 0 7 お 7 前き . B 根 ツて 11 仲能に から 其る ま か、さら 乃。夜をお 公、おれ ア 前はれ ア なつて 0 云 登りに " そん 周 前き 735 其子 M" 下套 7 な たんだらら から 何い事 つは 時等 庭 何らり口かり の家 泗岸に 出って

た

自也 分を のも新大陸を きに を強 中 徨ひ る 0 北京 た或年 秋季

唯作所 省。领 州与 7 0 造 から、 時間に 0 会派が 牧学 なる 到着して 場 TITL 異い葉っ 内弦の 郷の 1 感シ 0 ヮ 夕草で ~ 中最も忘れが 早く 儿子 1 ツ F 秋をば郊外の其處此處になる第をも形ひ了つて、此頃、 カ るべ あった。 二週上 神香 き 處さる 1:2 HS マ あ (t ゥ は大方見器と き 議事 ま ント・ヴ ŋ マ 堂等 先づ大統 Ŋ ì 7 Ļ と識し 1 ラ 探きは

棚 四 線だれ が 近 空子 Ho 10 反は 何等 沈 んで生時間ま して、遠い彼方此方の真った。 彩。 HIE 用き 連就 0 L オレ 色な 色の影を残すと、草生及ると、大生に漂ふ白い浮雲の終い 虚なくにく 來る 花なぞさう云ふ 四速の 地とも 海とな なくなさ た。明か 黄葉 も見分け 思想は 海子 ŋ あ にく遺迹 たっつ 遠にい 々に して 17 当はい 燃め 的也 中心 地不線の F 居る 机物 から夕祭のないかいた 自分の方に向って、暫く見詰めて 真白 れて B 木 P 0 への梢、名も知りしい女の白い な農家か 5 終金に 野の 色は、 彼方 10 町の 面井 幽か なる の様々 次第 は 何られ 其そ

> 6 種品 7 Ci 居る U 帽子 心に 難だ 其れ等の 快系 感変を すの浮き動く色彩を差指いず し四邊が全ノ夜になる 0 誘さい 田社 す 遂に fi" 分だは 6. 3 河北 た 主

れの群形に架つて とて、 州らに 次言の ッ ク 同意 屬ぞ 0 Ha じく 水きを りに 分范 El a 隔だて (2) 11 は直様酸ひ治さる際で居る一條の機橋が た 落 ち の夕茶 一向岸の森をと る 共产 填湯 を記 織ない 處 美 5 此。 ヴァ 夢的 志、 のに酔 度於 し町端子 1 はら i' 1;° ŀ

後き

12

のかき

な電車の待合

様な木の繁を 所がが

にして木造の小波ると橋袂には直は

合衆國の伝 市は使い中等はれ 夢れ る る所に赴いれは程遠かられは程遠から 程道 れて 質物に 練兵場や 居るら 兵卒で、 から 居る ( に出た歸りらしい自人の年をるらしい黑人の下婢と、ワなるらしい黒人の下婢と、ワなが大」官の 電影車 人達は大抵祸色の制服を ` 7 ŋ 兵管、 の出發點なの > ŀ 形容を ンと云い () 3. で、 官をなどの 廣大 の家にでも 年時 ワ 今し シントン る。 つけた 0 どの有り同学此 女をなな of the 中等

を大意見の理り

0

ワ

3/

V

F

侧岸

面党

職事堂の園頂覧では短り火の柱

る 不言:

に等

L

和常遠く

雕法

れた歳

が此方に禁ゆるに等しい。

W

る該官省の自

0

市中の高

ホ

テルの窓々は一様物も皆一様

い。自じ交き 窓次分次で、 情に、足 とおいいいいかいからかり とは 身子 な L のに、兵公路を務め 15 0 其るの 6 服物 を 有 do 匪 水丸 Ha 迫 る 然情 10 3 3 兵心 رم オレ () れ け 7 3 姿がた をば、経間 居る 3 5 た創館 で見る 红 肉の苦悶が cop TS m の時ほど、一 40 走 なく 立り派は た日め が、 一規を軍人の な一般に種は格をの 0) 色さ

it

る

0

22

ならず、

心

0

底まで

F

單定

大変なたり 7 事れのに महि रे 居る を 酒芹 现意 來く見る 午後に訪ら 11:12 11 0) きす ď, 際な れ 0 を 問意れる THE S 1:33 T & を して 橋はから あ ながら、 ね 0 3 方きを ý た女の事でも思源からない。 た 居るる 0 0 横方が 又は残り 都高高く 見が 弘 (1) 身を待り はい of y 情意 も思い あ 140 礼 は三人門 礼報に 4 0 老 L 水を隔て でに を散ルし あ ま だだい 人と電影 0 た。 る

濃のク -----を T 四京 自じあら 焦げ ĿLi.  $\mathcal{F}$ 山明高人 就な土耳古郷 神通 ŀ がは兵卒と 水冷に を V る 桃然 様に 0 に臨んだ公園 ので である。 方窓へ ds 山山なりの 織がの 焼き というなかというなかって、 同意 トン記念碑の 丁克克 が性の じく 橋 入分際語 やちの 色付 真的 0 唐3. 根で こぶかのか 45 る 其そ 共心 ターに身を ただが 0 みをよ で、 0) 鋭い 上之 常は恰も 大変でである。 驚くべき ポ に五百五 光をリ ŀ マ

を L. の経に染出され、 晴くし T 風言 た背 中意に立た 统 八きなパ 気さ 0) 様等 Mil in 1 IE 机 ラ 3 V. 7 3 此一で ま, 南 12 類いて居った 75 174 身なは 半艺 一球の大陸 意識 無然と L

時

加力

0

HE

本党

學童

単排下問題だ

題

か

ない 刻とであかる 17 カン べ 強い から電車が が 恶 來 云江 た L þ つて居る小舟や釣舟には、 行かく。所 世 可現し とば ら 力<sup>x</sup> は次第に暗く 前場 奴党 0 この自分は一人、橋を施町の燈火は空の屋と共に 車はの は ŋ 難行 カン 何處を探したつて 友等 り。二人 は 中でゆ 木二族 非ひ 唯产 かまだ種々 常り 云ふ俗 かっ たり つくり 6 大震 が 治三十九年十一月) 響いかいき 橋にとは素が変化した。 兵心を言 き 可允为 を立た とまと か き を 橋 が問題だ 有り 吹ぶ は さら 0) 口名 まり 一刻でが 喧し 3 つて 下場場 を考が ぢ 現 Sp

> **臆説を書立て** なっ する談話が多 或夜、或處 吾々同 來た時 大間 を初せ 1 なつ \$ (F) ٤ 目を ると 0 米に間 (1) 如是 **比**真是 觸言 15 國行 は自然、 は 人是為 戰艺 たた 不洋 新た間を 起きる 育在留 なく

前に引き などの真最中、 は 「彼方に 變さして了 竹茶 に引き \$ ち 飛んでも o燃立つ炎天の端に夕立雲の飛んでもない事を訊用した。 や随気が、 問为 方に 1 うった。一 ズ た 或され に張つて、 から 提 FFE ル 人が不意に思いた人格論から 田岭 本の醜菜婦が 事是 3 座さ を訊出 3 堂々たる天 れ 中家 から、 には Z, 居るさら 正義 以い 小様に椅子 河北 田 前 たがったから 下の論議を 我人道問題、 黄調説、 t りも É 如言れ す

6

け 「汁粉屋で 女 行つ 無ない だ 5 0 邊元 の大弓場なんぞも 和 0 ま 6 り出稼ぎに 女だつて、 500 能に 逸に居る HE 后 日本の國内語 かりぢや無しに、日 來 あ でも背婆屋で 東京 有るさうです to る日本人は大抵九州や中ちだけの便利はきょません 0 0) ば 便利 者にや全然手 カコ Ŋ 、 殆ほす 邊えどれ 調で加たれ た 水學 カン の ないもの 地方もの 無為 0 風ふ 呂る

0

島漁艦及の剝けた 通信り ル の達磨茶 私なのは :3 太平洋沿岸を 一人ですよ。 屋の酌好をし 社 3 i たり かい たななな 加" 3 知し 步 奈\*陀 寄よ 礼 を見た 東京等 た事を たり て居た女でし が カン 0 3 は::: 来たつて云 さら 0 -6 13 7 た が 7

居っでるす 來する たる 其本 なら 何彦 -}-の女の京言 1) y. 鬼に かり カン に極ま 0 角僕等 而以 速元に いです シア 0 居る 度かか 1 Ł 居的 目: ル 五,, みに行い 近邊ぢや有名な 女を評拐し 0 ま 治党にや、 1 を かり から op は、書生まりで 事ら 俗に嫁失と だ た丈だ 手が たの カン 質 HITE 分を 無頼漢ださう 分元 43-U 0 密輸入を 英語も بخ いがか

な、 」と言葉を切つた。 乃公だって 介为 ~ る 中は食ひもしよう

らな あら 红 つて いよく 中器らしく器を まア 8, 0 早場いる がある。 話管 が 物為 時候にだつて して は 始世 開記し 85 が 變質り たつ かあれば吃 て始い 目的 から

許を最高 其それ 自分に最う 11 後の へと射込んで 場を立去つ FFD 3 12 かとも気 には忍びない様な気がして が眞赤な血 來たので、自分は 0 秋じがひ、 惨酷ない悪な活身を終聞 の様な色して、 後をも見ずして急 は変を見付けら を来た。言意で表 いで

前き貌はが 人とへ和認用だ 存だす 無な 1J 人だい 永久に倒家 は 如何 隸で 0 即係又殊思さ である。 自分は懸と云ふ 黒白 兩人種の問題 何しても 許索を免かれないので から なるも あ 0 たと云か カン 體宗如 個の政治的曹體を ふのに過ぎぬので -オレ 事をよ あ る でとばい らら 0) をば今更ら りも 0 あら カン の長く此のど ~ 0 B 550 單に五十 0 11 しく考が 其の容易 何故白などはて 作ら あらら 殿に 年之

「うむ。耳 然か より 條等件 0 がある。 話だな。

分別

は

を抜け

出て

元

0

橋次と

ま

0

歩き

いて

あら

5

える。 菜れ 色なたが は一会気 が、 行く都の方を眺め渡した。自分は再び橋の欄干に係 已に薄らぎ、 り場は 自分は再び橋の欄干に凭 の木陰 全く性み果て cop 高い建物の 水き隔点 てたヮ 窓々に れ 软 電燈の ントンの方で 80 然と たくれる 光が見 0

間に來合 幾人もな 0 0 し で黒奴の娘を泣かして居しい中に自分はふと見返れ 友達と何か話をして居るではな 橋は 心の上え も教え L なして居る。 駅を泣かして居た彼の い分はふと見返れば、た たものか、 直で自分のして 高品笑廣口的 電影なるなど 電響なるなど には、たった今林の中 た彼の兵卒が、何時の たなの兵卒が、何時の中 には、たった今林の中 6. カゝ 合萨 なぞのでいる ٥

渡崎州草 に困る 力。 て行り関す どう どら 红 だ 出 飲り 7 8 す て、 草を吐 なら 7 L ょ。 だ 0 居る は彼の は。 た。 6 脆 とらく がなさ過ぎる まだし 今日なんざ馬 金を出さ 関博に き捨てながら、アドラ いく女でも目付つたか 0 兵をで。 なら、一人智 もよ。いつも 明言 まけ 郁 なけ の底を叩 時鹿を見ちさ すると友達は、 たの ぢ や無え れアダが出來ねえの か? のひはる やつ っまつ だ 力 を取さ 0 40 <u>ا</u> ま た。 うた。 彼は点 押門掛 ŋ さらかな と記念 2

たきを

文为

いらずなら此様結

75 引足

件なと は無え。」 「さうとも 悪なく 何でも 3% 3, ねえが・・・・ 0) 0 新けつ 100 カコ 構る そんないで尻込する己れぢ -75

0

Sp

無料

弘 弘

75 0

黑灰

の似だぞ。

よ。」と彼れ

銀行

て、「條

奴だ。 其の似ツて云ふ けい事を云つ まだづぶ若い船に男が好 卒に行って居た州大佐の家に働き 感心心 マペペ! 7 なア外は دې それでこそ流 ŋ cop ア直ぐ でも きでよ。 ない。 向急 Ŧî 0 いてるんだが、 以い から 此方が島渡 以前の公が私 ヤツ 熱く ク

一さら 6 ぜ a か、然 飲りま 夢中に なら れちやア 後が 煩桑

代なに、 つて 好きなんだ。 まで は直 そと カコ 別に ŋ 15 I'm's きと 事よ。 なる は、 ئ. をさら と其の気に なったら、 0) 此一 様う は お代りさへ有り 明を 何小 な男を押付けて だから、 75 10 井子 ががか 公儿 までも追廻 つて了つ 近ぐとかでも が きなん お前がさ がからない つて、何もお前の虎りやアそれで娘の方。 がはないた。 がはないた。 ではまれ して居る んざ ではいい 男と る。 玩作 れんだ場句 い。惚れ 其を ぶい お前に

承

知

交も

場の

しい樂隊の響が

けて

馬片

0

聯問

cop

同智

時に L 0

チ

テ

彼方

此方

-

五ない

呼点が

聞き 應

特片雕片 て居る 意いこの味がの を言り 0 作?語 り、酸は日本 日に 本學 米で酸素 下水 城上 下層社會について 口多 細へて 流る或る 有が

一なっ 悪なら は 成祭 ある ッと は 今眼にする夜 はい 見る事 何先 い。思な から 日的 然 ٤ 云いは 7 L な 0) 夜や出でら 0 に初 での受けた感動は 來 て、 の活動も 遊 0 82 めて見た外に 節や 東京和京旅 B を は 步意 そ のこ 0 出きが 治意 オレ いて カン 11 L れ 國人 見た 到底比 かする ら見り 回等 Z. の事とて、善 も社會 觀察 事にと 前き 北較には が 街巷 もら ので あ 0 0 周し

破影際氢氣管 人にを < 往宫 なく 3 んども 加台 來記 と、其を 0 0 寄集 傍だに 82 點 が其の 四週 には 行列け 處人 いて 0 横野屋 0 日中其の邊 は、無多 の波上場や L も変えま Ho 來る 3 カン の日本人街の外の (1) やりはからは 0) 0 仕事を了つて、 破な は 1+ 處き 更意 11. n 力》 や普請場には カン る。 7 6 ヤ 6 重智 ル rt. 唯たさ = 4. あり 次に第二 削ら 破禁 働品 でへ物の臭氣がらと して居 かと汗の自 雜等然 ٤ かなく オレ いて居 動き ズ 然だる人とである人となった。 た連究 y 3 臭ら た

摩える様で 15 を 叩たく、 财 線人 御一香堂 0 音 そ 九 續了 いて 女 少な 歌記

ちもあらう 音なたりないのででは、 0 関わま 樂が 極落 除 なぞ、「 光景は ほ 地方の 尾企 想き 7 景に Ł たを与いて 心はか 複彩雑ぎ と不調和な 田智 西
に
洋
字 對於 鳥和な不愉快なそして單場を いまれくな多 な感を し、汽き 吹える 題 ヹ゚, 船 なさ 0 の様な唸るが か響の喧った事の 0 樣的 L IJ TS 4. 力 茶香機 はいたけたけたけん たげ 他たが

ら、到頭勞働と の事、此の三 場ばたか。 も何處や 造家の Ho 歌歌 を も外國人ら 景氣を もものて I'v 2000 大い 細壁前 は カン 老: 82 げ 其を ら落着、 其の他の飲食店や と腹ふ女の 変に呼ぶ から ば 夜中 カン 者や する 江 ŋ 味 髪に、 -5" く見造 列。線だが 0 作品 折令 いて、 たし 0 入込む 創館 事はは たい ¥. に交ぎ に交って がれにつ が見え、 西节 あり カ カン 0 い関連のかった。何 此二非 東部部 1 洋: -の西洋人の 常さ yes. مناد テ 風等 居る。 T 路もの 向かって なも 大片場  $\sim$ を川寄 何ら 1 375 ガ 出る愛 が 傍まで 眠怒 ゥ 0 6 女餐桌法 を へとあるか 12 HE での、低い 着 前は 本人 何 王宝 居る前長い、田だる髪質、田だ 力 晚长 れ

5 早はら な 力》 心意 鬼と 分差 見え 2 角な 2 が -) オし 以いたといれたといい。 私 E. は にから 外 カン いて見るには窓 修二 不知 1 水味と云い だけ

ながら 居るふなで るら 0 部 0) 25 る方と 様子 人, 胸寫 を見み し新 戸口から出入をした。い、商店の間、 15 0 L 答り 新き 哲言 すから、不思議のであるとなって は 4 川地東た 真\* 太き 赤 45 くは 斯。 金銭を ばを を かな顔をし は 何号 路的完 間等人 30 輝かし をして居る。 少さ 煙作 12 THE CO ĺ 行学 阿爾陀 暗く穴 來きた た立派な風楽 层中 打了 6 口盒 C 15 だ た 様子 0 れ 0 で、私は 小杨松 0 7 冠。 其の時胴衣 物を 登得 ŋ を 136% 酔よ スず 秘 其で四素質は うて居る だ 2 紳士

然だいませ く人相を記 店登其さ で 5. 0 0) 神に行き 一 電人 返された。 ٤, 焼き 現為 が は 構る 何定 -3-10 3 其の一 首語 ¥. 間從 15 カン 0 後姿を見近い に見覺が MI -0 先导 すのかた あ 炸車車 屋中 七年時 構さ 意 る 治経済に 様ち 前 な気は Live (2) 立管 8 から す 様での 止量る ムる。 が 14 突ら能力

男を たら 11:2 113 80 顷 臆。 の感覚 奶 15 動多 电 似に打っ 斯··· スレ たなた てき No -(-かあ

細し 1-1 0) は死んだ兄の 友っで 4 共三 0 頃

島岭君。 ٤ 北 無る 人 彼れ 君言 とし は 意心 が 息外だ。 時っい さら 7 名前 時も女は 知し 云心 6 を ム方質 12 知し 2 op L 7 0 酒游 た 居る て居ま 男を 0 < 0 た 話には 事を から 顔を見る 4 無也 つて 顿 人怎 頓活で 居る 0 口名 何な t な

同等

時

聞き

カン

te

0 0 云い奇き 高か 事に 6 たけ 僕以 は は は 元は it 特力 も云ふんで確 別言 相意 + 僕の兄を 變位 六 事也 -[-7 宁 43. が 野海 5 僕 な あ (2) 死し 0 其の 見みた TS 7 んだ たを変 知し 女是 兄唐 水 の東京主場 て居る 7 0 のをなった 0 身世 長い " ま 0

と呼ば te た男は 問さ は る 虚に 話は

民外に官が波 波は 止土 が 6 場は時は -(4 田島 米ら 交 國 脚套 甲沙 板だん さら L 來く 月台 た 0) さて 横下 な 0 次 33 云小 朝っで w. Ho K () 初心 75 は で、 Ŀ な 鱼:3 菜 めて け 前点 つ 共产 れ れ 陸 7 見る異ない 打物 ば Anc. S. .明是 米國 5 夜 山っだ。 红 に製造深が移 0 1 は 移い

> 案を本党 然党 内笠 人岩 と 懇 陸? 0 行院内で 行逃 0 木造され 旅館 ts 弘 1) 0 電光 居ねた 番だ 事 頭言 處をす 13 だ 人怎 7 乘込 ٤ 下方。 度 カン 東 Zal がい 容が HE 主 Ħi. 分款 手下 日本人街へは五十ばかり オレ 6 を引命 に出て 居るる 曲語の るのかに HE -

級はか、 ではな ではな 點だで 理りでは が、 同点 成ないと 0 致光 る 人と あ 四点 F. 1 でいるう 1. 0) 行き屋や 地方 ば H 身引 が持で 0 カン 0 で日本人が四個に送り込 往 來 建物の 1) 零 市がが 7 界次 裕( 殴む は かして 古方領 福馬車 4. 11 き 行 づれ 商店續 誤解さ 了是 様等に 2 红 運送は 勞動 5 繁活 者品 左 なりな ば る るが極いっない。 Z, カン IJ 街巷 無也

と見えて 便能職な 根如 パ 申覧 きく 屋や 1 の 案法 建た内容 L が 無心 一部 亚广 ラ 絶た 级与 至 共产 -> 物方 32 0 越 0 館 礼 間意 して 0 機等帆星 端。 背色旅 李 15 旅行 まし 木造 0 11 酒な 近ゃが から る 海泉 から 見え、 FEEL 奥深が への邊方 0 ts h. W カン 0 荷を -( 正常には 1) 屋や音な又差根なに織っ 斯ス 行発を没 から往來 d, 頭色を 鐵 根 His 0 道等 田常 込 れ が Inl's む す 7 敗した 高流 はず かい L 後世 < 7 L 俄 して成り 居ってる。居 往沙水沿 U \$ 港湾 选 盛下 屋\* 人家 かいけん 當 い思え あ

が から

香なく

HE

0)

を見る

スケ

晚

6

歩き

7=

何處

ts

ワ

7k

其

0)

遪

林光

主

て居る。 打 億 Zah, 1 力に 6.8 1= 乃言 7 柳花 異と迫害に苦し 同等 ち 時に 時幸 HE 4 日本人と支那と 0) なく 横上渡岸 又職に有り 0) 町言 風言 向皇 1) 11:20 -Ŋ の集箱、 対方な か。 3 精を 82 西洋人の 水》 女义" 東洋 が 向参 注人の労働者 東洋人のコロ 1:1:1 態る らけ 4. 見》 老 10 凌ら え

東部に 加り気管机 直標東 市りの可能が が 5 7 0 块色 た 祖公 私だ うて、 カン かりまる 書は 居る 東 ٤ 11 6 川後す 儘 立。 なけ 思智 0) が 3 石炭の Ho 初 す 0 C, 面 の帝に でる。 身改 から持い 來る れば遺れ 85 L 15 質らは 及ば 船がき T 0 X, る身が大人 也 烟 どう 旅 何产 派費は ず、 入い 手。處 か 湖台 0) 被る行 だ を + オレメン 啊! 見かた カン カン 12 1150 一戻つ 称 洋湾 -f-141 外於 ない 様ない 主 分范 洋 と、踏川 た。 -け 办 な 人だ 休字 排: らず、 宝岩 で、 る 乳 テ 北线 思想 まに引籠 17 土土 12 水 3 地艺 起音 L テ of. 服と はは 週島門 好は礼はル 5 被公 村? J. ¥. 111.3 啊了 I,to 引令 1) な £ -1-て居る上きる 被禁 分が用持った of. 移 供は朝生る

京

履を

0

ッ

カン

け

7

來

たが

意いに

た

٤

云的

3.

様き

E 出で

別る

15

\$0

計堂

断と

つ

6

云かた

3. 8

な 75 珍か \_\_

行为祭予

0

ŋ

\$

云山

C

3

5

如いな 何か女をりにがなったり

を 注意 服を

L.

7

既で呼るの

を

す 邊り

9 L

0)

立方

FEY

屋や

室ら川岸に座さ

座

は

沙

が

家中

如是

を

見る

な

が

り自己を

<

押的四季

居品

笑言祭言か は 15 して 要な 恁ら i を輝し 聞える 矢張り 間点 ち 掛か 局的 17 0) た。 -6 3 種品 私 0 11 移い 此三 民事 3 其そ 0) 彼就 0 地ち 言葉 する。 は 0 事じ 7 情に 移い 7 0 民党 から 何と 7

右の階性子がある 三はが は 0 利力 線艺 HE ~ は 24 本步 確的 ds 解? 音為 た 初烷 丰 る た 0 退に 6 ٤, 女郎 喧嚣 火水 戸と 沦为 料等 パ 4 8 理的 0 が 0 ン 御等卷 L 屋や 明境 <u>~</u>¥ 月と 屋中 ば 6 が條門 0 " の入りと導かり 0 カン 矢張い 40 、牛鍋の臭が 0 點つ 形。 0) ŋ 烟品 狹蓝 いて ッ すう をり 大ち カン 6. رمه 5 吹亦 0) 原意 同様 居る ッ れ 5 横町  $l_{k} \wedge$ 下办 る B 5 4. -た行燈 がぷん を 東部 だけ あ な暗 行い カン や大き 居る 56 0 た 7. 15 4 が 人の海子原を下か、 方は 入口を まり 最高出た 政前様 立等 から 行い L L 左さ 來き 付き

75 8 何凭 何浩 0 7 カン を持る 背を先 3 食加 III Va る 65 掛 do H 7 \$6 雪線に < と云い さら 0 て 去っ 焼けら てい 0 壁次 t 15 3 大信

を

H

は 返事 B 4 + 唯意 新され 6 ま ば

下加 女祭 を 步 いて 行 2 顾

おき物の 3 L 浮泉 を 課すなく 突然何處 発生なく た。 さが -3 茶屋で ま, ٤ 折貨 針ろ 胸寂 L と、急に遠く 拍子 處 カン 0 6 中に湧出で 、常で房州あ 騒む 力》 7 を 60 0 は B を 取と室や ~ 和 0 居った カコ ず 7 る B 家と 直t 清<sup>tt</sup> 音を 陽氣な 0 た 八つて から 以い何意 10 を IJ 離結 に山座 聞き 前党 見るの夏 de de れ 5 騒が 0 夏なっ た其等の 出だ 來會 悲な とは 傍に 夜よに L た L 違語 が 6 味沙 氣が 船に私を `` 坐ま 事是  $\sim$ 線之 此され た女が 來た寂び ŋ 思想 がな何を確認 なが L 7

> 3 秘四

座

E

は

12

Es

82

談だ 昨 大概 夜~ 顔を私た どう 15 (1 か其を た 0 0 港方類落 修立見た。 まり h 其 1) 小二 ぢ 料等于 ge 無な -[: 八、 6 力。 か物が 0 牛等云管 冗景 肉でか

屋やら 新り 果然 石が 女で 中で の かままれて か で、 金. ま 用電に 座さたよ ~ 0 B 秋見る 冗员 談 老 の不種は ばん 吹立 前表類為 カン 1) 0 7 少さ Zin. B op L 0 が が 1+ -氣きあ 李 來くづ 早場 る 様子 Ż. 3

間沈

つ

悪な

6

方言

踏言

出港

L

た

中途で

後

红

容 女然樣 向む は 酌しお 的 を な 其を 力。 を 機書 會

E

晚海氣 ٤ 力三 額強 た 貴君 界が、ま かまでつ 10 カコ 意见 連っアル ŋ L 思\* 至 -庭ち して 來ら 步雪 \$ 愈 カン He 奇 de なし れ 主 0 る 3 式り 7 ア 下经 0 ね ね ば成 4. \* あ 0) 12 な た ち 山岩 毎語り

待 7 はい 料なよ た ず 理り 뀰 6 0 催息出で 75 6 と決ちん と、変な L たら を さ去ら L L 、私の問ふの問ふの

え、 17 Δ 7 驚き 7 65 ئے た 6 先が 난 どうい 笑か つて 膽を潰っ 後電 現場 し。 て 在心 了 0 境拠を打 40 争 んか (217)

明がは

定義をば 想なったは、 米が験な利りす A:30 本党 る 彼北 加力 引擎 12 だとの 連 3 私 門儿 界がは れて cop 々 何為 の辛苦と 業は 0 否治 力。 兄き 女生 事記 再汽 do 5 の死し 飛船等 び渡さ Ì で 今は で食ふ でなる。事を んだ 失等 0 後米し、根 0 渡岩 が 第言を がた と 野博 郭延 D を 2 4. 云と書の歌 ば 據常 力。 新聞 地步 3 を 渡・食の N た て、一先日 7 7 彩 ŀ 者的 0 女等 n がたを L 7

は 業は同意 は 兄をと だ 力> け 0 は 男養年 も二年人 じ合社を 初時 ٤ 8 0 話を年祭 皆然 姊篇 0 (2) 以公 を 役員な 上意 を間に L Z. 0 た事を 5 7 0 口名 8 L 7 カン な 居る て居た。 6 6. 何たが、かかか る 0 同空 で、 で、無論私に 其子 15 然というないとなった。 0 0 験ださ け 校舎を 私だ 7 云なけ Ł 卒

其を座さ金党 0 を B 其そ 借か 落 闘らず 17 0) ち 庇 會能 5 理器 謎 た L 由 陸軍 す今度は the same 力がで、 ば 私なし 0 不 ٤ -0 か 3. ZN 名義 一世。同学 地ち \$ 1) 頃まふ 将官な 一川で 0 0 を 0 刑以 を賣 6 は 種な 然品後空 には 一の他に は一丁製 何ら 15 し、其を を 5 一二人 許さ 觸心 掛か 一緒に其の 0 私是 カン 数章 た 罪る居の 0) 人が れ it が が 取品 ず -ないないという 最もっと 會社 財 に渡す 高勢以い利が 0 る 居る 沙が 私智 私たに ٤ か た 0 れ 同等 op から N op 0 から 中華 恋惨な境 たの 見には気 は 5 だ。 金数 一辨賞 0 學 類筋 未まだ 云い た。 放湯 がそ なぞ を 700 1110 3. あ れ 卒き

家を違き止ち口を朱。に へひま 癖をに 來 遊ぎで らに 交替た 父きの年記心を投ての も多なほに 病愛兄をで、 見<sup>み</sup>て、 ŋ 來た 遊ぎび で 交 何产母性 を 7. な 11 神,此二 兄さ 唯漢 ず な y 越 ŋ 己を私を カン 0 れば も急に見をば 0 の川座 の話が 月記なが つて L 0 來る 赤さく 彼就 とが 了 あ を が一緒に関する 送が 田。 る 子と 0 力さ 番の姉に 家になる 法學 な 恐怖を 3 4EL 唯产 あ る ٤ んで了 倾 思智 7 だだ 一本 悪徳 ٤ 0 に撮影 to 居るぶ T 6. ので g, の急員帖な ふ友い 後記感效 れ g. る 如是 あ 0 中資 は特能 から で読む 0 0 き(兄を 7 あ だ L 3. 恐を発言を つった為た 為な た 兩親 ٤ が ٤ 10 とは などを繰って つて居 肺病に -}-過す -} 殆どん 不多 事で K Z 3 二点のみ がいた。 と、私に と兩親 8 包 たが、し もなが だ なく二 なり には 0) の影響 年芒 其そ 0 75 15 0 中きか

語家と のはんなを作ってあります。 ŋ 遂3 0 中等 寒彩 年党の とは 11 た ないことがが 私於 Ž) を 20 簪さしの へ々と過ぎてい 松花 たた山北野 「ふ氣 だ! は 先等 Rillie 0 2 名な -6 な 來《 其₹ 例告が 風言 行つ 0 呼点 だ 覺えて 0 古家 出沒 激震 3 つらい 毎年雨 いきなり 3 を 府の叩なは なし 吏 1 0 た 12 2 親上 應色 1. ŋ -C: いなけれて 兄恋 役者 し打 0 口台 0) た目ま 訓》其表 15 9EL 事是 成节 カン

非悪と云ふ

\$

0)

を

すく

る

事员

が

He

來書

な

TS

を

指導上

操

金额

0

...

かい 0 る 数繁く は \$ 7 0 人 12 共元 Zg. 樂分 後 な 返か 何二 202 3 虚 0 オレ た た。 何等 0 然出 -C: L あ L 片る る 깐흔 0 カン 1 1/15 知し山雪る座

## 14

忘れれ 額當 を日か 火の勢等 0 君家 を點っ 8 た は から 成 ち 者も 0 世 あ H 0 ٤ de ん。 0 込みで たが た山座は 干3 15 代終え 君言 4 10 合あ 11 な 忽 あ る 流石 路ち 5 0 ち調子を代へ カン 時也 \$ 好え 知しれ 煙草店が知れん。 考はは 驚き 主 6. だ。 さら 0) 片計 ほ Zi" 先等 5 ~ 10 < 私なし C 0 ば 七 八 子 成等 葉, 0

b う。 ば 見る僕のか 最ら 1) 民事 红 .6 明むた 被在る 8 -1 た 7 が 3 7 ٢ 髭! 方言 -はま 0 8 君は間 大学と 7 静に答 彼就 はす。語法何答 人 間見 來次第里 60. ટ 云山 L カ・ 切堂 2. た 御 0 is 的管 7 映業 0 少是法是 lt 村のかけ 7 町なっか。 が 變的 -}-今何行 る th 打 II か 查验一 を < دیم

然品

L E

0

近党 7

沙ん

は

君等青年

0

水る!

ぢ

4

15

6

5

1

米以

來き

6

す

勉心

で

カン

糖素最高でな火気にするか。海の一す

主

が場場である。

0

北京

1

が

が一般

たよりは

旅

かれ

山道。

11

を

重点

M1, -C

4 It

維品

多

たく

撃る山陰ら

のかれ

情意 7

のかたま

味べ入い

讚

此二

0

制ラ

全学 IJ

0 長額

が 0

無ぶ 定意

0

下是

0)

架様に

たたか

れ

學記

12

竹さ

を

7

歌き

11/15

燦克現意

燈等手で

揮

~

た 6.

場言

0 1

席等 ン

付"共

に終り

羅

7

神经

石造

1.1

15

8

< 0)

頭きなを

和なけれ

憶

-

ま

製ジ

=

フ

自じら 分差 が 迎さ \$ 書 0 0 を 见》事是 -6 て 7 博かせ から は 記た。 出だ

行きがよりない。 物象型をおりた。 漫覧 意ツン 遊り賞芸 味みが 時じは 場をつ かってと博り 私はは を と 様地 村 の 音 と 様地 村 の 音 名 な 帝 宅 と 様 土 は 室 の か 何字 内また。 に記り出 6 或意 新少 11 光を 3 利,旅 古が 同製 教をかのが カコ 景芸 U 行 7 歌がや 鎖な 育はの カン 事是 の海題はみず v 5 0 5 6 0 合 合唱 從 共そ に流を変 \$ た 15 付書 0 事をか \* 答 歌 0 夜よ 私なし 人不 が 0 才 維ぶ 大芸ない あ 及 あるか 0 東たい **\***5" と共 ン る 額當 ラ 3 Ŗ 朩 タンホの気に 居る 主 過過と E =3 1 -0 題がたの歌か た サ 職等 世 を 0 1 (2) ス 洲らを フ 1 で、 ザ 建たに 1 0

行の間はぬ 居るタ 寺 過ぎ た から 水 忽なれず ち 今ま 光章 で 0 北北部等 が 別は、近日 歌? 歌之聽 樂をき の版 12

樂で とを が 御・幕を代告 存之明 表 L L 0) T 通过女常 り一両が下手です。 8 る 女のの 音 長旅 0) 40 ナ 前点 ス 0 了海 1).

却な概念にいるなぞを ふ 明念に 聖じへ 何い 女きと 時 12 樂等 オレ る。 唯たいと できば ٤ 1112 樂とぶ \$ 時 数本 Ŋ ば A 人、 0 女が 教師 性さ ろ 李 2 1) 0 め ホ の本 女ライザ 散ま to 弘 の別な歌を 8 L 1 此ーザ 郷さ 0 たい Ŗ 問の中でなっていますが、 際に降う なる オレ 1 が 1 舞りを 竪琴 年月 L 85 本 0 告げ ワ 物品 美し を 12 しない 消息 経り 手一种等山雀 F ì る 7 -6 少的 職が居のい ブ 去 怨を C3 L # はないかいでするか たが、対神の 女学のあ りは n 1) 中等 L 1 70 に励かい 15 15 タ オレ 5 現意儘等 0 る 愛に人気が 数だ 近京 ず、 居的痕和 2 E 女なら 女ザ、 は浮世 臺門 き 动 式 眠袋 神なるの歌をと共き唱を共き唱を 山道 1 ~i. 2 とば 下言 ザ とれた必然で 影で居る ì 0

山紫道 办 0 -) D 13:00 1.5 版市区 幼言 V.15 70 行って魔術に巡りる。汚線

語さい。 怖る L 60 て居む な ŋ 7= 1 私なは 感觉 畳えず 極壓

其そ

場ば

拉な

当

伏

15

深流

4.

्राष्ट्री

息等

湖乡

118

2

然でいるという。 去 Ł 6, を 底: 沈らは 消失 ŋ は最う には 0 去 取せたけるけんとした。 煩 ただと 樂 樂り (1) 感 0 2 夢場 0 結は其る な 事! 常着 瀬ご を以い歌を思い歌を思い歌を思い歌を思い歌を 3 0) ds 刺し Z 7 起。前門 己が ン L 其そ ス 木 L 0 力》 5131 故時の身み た 総言言の ザ 0 7 分儿 713 はす。 ts カン 生物 かす <

て、 初したう 何か私なほ かす 情に邪にの私を時で対す、一種に教は恍惚に、消ぎ 4) よ 111-3 カン カン 料! 0) 中的 ·舞~ ~ 0 思言 カ Illi n 振,豪意 禁させ 罪以 15 2 北 過す 神學 0) IJ 社 原は 恐思 鬼 き 7° な 場方 な < オレ オレ ば 舞き 舞 トか、な 源 ら 博はい。 清美 た 75 たいまで、 15 耐赏 時は 私艺礼 は今は E ST 又是 -程道 女 藝人 離院 社 11 味彩彩 (2) d, 何言 IJ # た C. 前点 + 2 0 岩家 が近後か 11 3 却如 あり 小さ 6 < 7 B 11 40 馬ば 0 丁度我が 在与 41 打岩 2 種品 中产 衣裳に Wing. 明。其意 から から 女をに 父亲 途为 Ł ٤ 3, F) 7 が 身 Zi. 0 おは話 覧力 志 ts 然意眼の 化 2 2

るより為様が 中途半端で眞人間に も讀んだも 300 死し 6 L 作品 凡に此たちた する だが を浴ち着けて了はうと れないが、 £ で置る ならず、 んで 75 なく 神通の話が けば つま 111-2 一段心と 其様心配い 0 了つたんだ。 よう 良民に ち い。を食の家に生 中家を り心勢 皆ずるく 13 カン 拉 7= つま がない。 共产 成らん。其れ 0 111-4 石 れ同じ事だ。 知らん學者なんぞは つ は非常な苦心で時々 上 れ ぜ。 沙田 川霞 だ。良家に なる、 云ふ奴を、すつかり不伏さして了 7 どこまでも悪い方で押通して見 から ŋ は の裏へ廻 進んで大人物に 五右奏 結果的 御無用だ、良くもならず悪く、隆落して了ふと思つてる様 度と もう 中途までは 共るの 反泥が音 、何の苦勞 後戻り 君の兄貴千代松君なんざ 十人が十人先づそんなもの 先まつたく奈落の底 衙門たら だ、肺病なんぞになって 云ふにや、 苦く 日だ。 れた好 ルアなか 心之 るか をしようと思つたか F たら世の を修行は、影 B 礼 ŋ 自也 2 なるか、 ちて 我 何方とも容易な た がを食になる、 < いら カコ 分范 人院 頭き B 一度で 行师 か のが年々兄 を 口台 同は打捨っ 中家が 11 Oge 出作 7 幾程 ナ 交流は一 の一部別り 云ふ位 さらと と日向 水知 共 オ

> に、更にな 反法調き去り 1 to にする だ 四年前に流行つた東雲節が聞 私 書法 月と 彼於 0) 八に、堂々酔も 他の ٤ 江 7 0 弘 は其の翌日、南方か に新し 外に ふい 時代とは違ひ、天下だ 質問 して、彼の言を聞くが消営だと思 0 傷。付 態度に立返り、 小事を 聴き は、 电 いた人の苦痛の腸から 々が人生だと 流かつ音 난 を高めて論じ出し ずに似い 以前の騒三味線がまだ止 座の三味線と、日本では 0 方から來 歴と望んだ十年二十 糖の體を制つ を張は か神と の、青雲だの 元力だ た友人と共に大 心秘だとかれ つて たので す・・・・ 飲干す酒杯 出る合 居る る合はは過 ひ、別言 、功名 をいち もら三 まぬ中る た。 1= 神聖なる

0

夢思 北鐵 記念ま K 0 たが それ 何心な 道 0 11 3 から 4. 10 立見の親友であれば、 列車で なるく すると母の 0 程終て 焼海苔一箱を 0 山座に 節山麻 東部 後の事私け母に送る手 座 返事に 會つ さま 川後して了った。 別便 た ば、 11 届さ 係を書か ょ it いも悪い その ζ 7 内が 郵送る 礼 た事があ いも今は ょ から込むの 和な とあ の事 た カン 0

如何いふ説をお

低う質問

は出まれ

貴意なは

あり

分された 変な様常

似を打目戍つて居た旅にはツと深い吐自

息を漏し、

<

额

た

不幸舎に

L

て、

私智

は彼

(1)

才 と信 6

~

ラを

學》

術品

的主

15

する資格がな

のです。

間向いてご

forth

枚" 思

TS 1915

居るとはい あ」私 2 1 夢に 3 ì は覺えず涙を落しまし も心付かぬ クとシアト ルとは三千 老出 6. たる 明治四十年六月) 初報心 明 0 問は 母以 れ

すと無む

の感に

打 1 4

た ザ

れ 1

30

話がし

ま

41

3

カン

は

あ

0)

ス

V

を聞き

た僧

事を

時

博なっ Bーたれがし 舊 IEL ٤ 你太利

Fliegende Hollander .... 偉大なるは Uns Rho 大天才が此の世に残っ なるは Parsiful オペラを談じた時で Rheing ld Lohengrin の獨逸樂劇に進ん 特徴より 悲哀なるは Fristan und と何ら についく三樂 派、清楚に 幽鬱なるはLer れ ريم ď, から -かかんくなっ 1 る。 D L イト 剧 7

州湾

和神秘なるワ

Isolila 美麗

は

6 TannLänser

は

每意

夜

を

深家

身改

0)

被引

努ル

カン

今等

は対

な

ると、 利なら T 红 聞き 罪る は、独を担かり ŋ < ds. 15 なく すりはな 分范 無也 の弱いお客ないお客ない 同時に果敢 2 こん に階 ず を憤って な品に思はず る ŋ 0 易やす 0 から す。 身に 片花 かい 港級 る念がむ デゼ 時言 2 0 ٤

窓し

んなに鬱 一樂には 様子 初う を見て 生な男と思つ 0 Lo 被在るん ٤ 時等に つた は で 氣き す 7 たら IJ 0 赤线 アン £ L Z 7) 5 と大智 は 和をばい K 何故、 私なし 八きな際記 0) 石山 撤往 極で 0

of state 例れ夜よ の二時 0) と三人一組になるとくる 如是 0) 往宫 連記 姚凯 く各々その であ ~ 出でて ま の馬車 0 0 たか、 3, 2 縣言 なり、 馬車を 家ま 65 だ後 二字がり -C 送 吾れ ٤ つて 7 で行り 友言 時等 ŋ は 15 11 二人 7 どう IJ 事 0 ž Ī 女公 11 でい ટ ts 呼よ を

馬 0 後半時 W (2) C. は 空遠く 市内に 1. ヹゕ ソ 反響し、 自物の 河に で は 物法が 近京 6. 意をば 車の窓 п 7 いば 脚步 ッ 1 れ F." る ウ ì h メ 近すぐ を 北京 ۲ 樣至 呼与上流

掛。 て、 頭。 口名 H 私 を る 後 元次 しの方を流 倚b 3 METE. を 4 を消べる。流脈に見な 6. 力 かけ、 L 重 ts. 4 がら が が、最らい げ な験を 態とら 折令( S L T 14. 記花 押開 生

議会小さい 刺しさ 順品に れ 深まく 完成的 私なは 無な 3 > 吸す 事是 シ 默然 は二十 さきて 0) C から ル よ 大だなる を振ぎ 堅定く 高か あ ま 15. IJ がら 心として る 慢ん れ 也 締 0 7 油きる 居るる た漫談 凝 未为 女の 小はい た < カン ٤ この風動 口台 尖点 其の の身に付い つた眼 の原情 モデル には 全だが 横直 決は 致 して 何在 が一打き かって強い 0 け でけ 美人とよい 人な 大智 た カン 冷心 化日 き 無な は時として、 戊つ IJ < す 順影 C 05 が、一筆 鬼せ 頭筋た。 無なか る 創監 樣等 の投源 0 -0 ŋ 6 な

1+

吸言 た一本な 軽さく は作物 は殆ど仰向には がどが に私た 0 中等 を押付け 10 いつて居る 突入 た。 黎 彼女 カン な、曖 のの野

車な が、 私を私を て顔を近付け のを見、 は明い入口 は 0 心意 IJ 類當 7 を見る 12 又変を 0 はば 外至 た に並木 が、 空の端 0 0 夢現 前表 ち その ŋ 2 に彷徨ひ れに ع 11: 1 佐西 其を 0 の後方に動 馬蹄 風かど 0 TE 大震 の走る音を聴 居る 人きな眼 0 今一度 響い 及 を施すてい行 を Ł 出意 11:

5, 上された。 IJ の際に 4. た自治 は、最のない。 毛的初起 do 0 7 暖、 日光 手 是: 袋で 25 7= 眼的 を < ij

15 膝

私ななが が、其名なな様で 好心 73 丁をからど る 接等 4.5 心之 助ぶ 時也 TS 持に夢 7 0) す 0 いない。 IJ 0 時馭 7 を r 15 00 見るて 元等 1) 11 14 高力 Yn 明节 け た て何となんで る 重 7 ほ す 答言 Fit 1 力。 笑! 力 から 0 伏さら 75 鳥方が

次を私た て家へ歸った — 使記 11 な文句 夜は五 彼女が C 0 子 が 供電 分に 近、からめ 淞 カン 6 す 12 も長点 L 7 通言 其 0 書 11 禁むら ま 世 张 C を受う その 7 後世 垯 T 佐部 人だっ 事を

我がが 我がが 0 ٤ 続は、 M. 此 身外 は他の私 身改 ょ 水 0 此。 テ 11 の如正 君言 4.12 を持 を 6.I 70 15 还是 たんが為た 130 何彦 10 西語で ならず とな問 しまなかの X) 候言 に、何丁の カン 72 給金 上海町

(221)

ねいい排の其で見かり電夢の全等が氣が、けのえ、みくた又差 成なの 女がながな 味み配き 云小 服め はと の 3 75 心意 美世 口多 色岩 0) 40 女 カン 含さ目がまに 大人に 不5 難至 何先 特力 許是 0 を 小では 全党 は 何心 に敵を 種は UN 見み 時つ 逢ち せて 美ぴ 中 無なく 様き 3. -6 L な カジ らず 指擔 J-5 難だ ぞと -1 2 % る \$6 4 6 n 50 70 でい 前き誘いや 機 容前 其子 感や 日台の -< 貌っ は の時に 許是云中 0 からて 82 かた 公言 濁きあ 人是 ば でふ 夫本 は ま 红 0 0 カン が 0 恐 1100 用き」 1) 種品 あ LB 眠泉 を 心だに 0 0 女をなる むの 冷む L ٤ < りかを 盐 下げ か 笑き が意識 眼め 彩力. 10 が あ ٤ す、好よ 设度 種品 ち 15 0) は

見えて 失うふ ŋ カコ 水はると 放総 0 田。 な話し 京魅み來き 3 行法 心になっ 趣品 47 の想は 40 は一度此謎 2 姬茅 たたいため 冷にずるの 10 醉為 Ch 激 家か 术 0 L 死に 道等を 様さ forts 3 な 然情 رعهد 時 燈室 製えやの 0 人になっとなく カ 0 のより観り 見さ K ょ 操ら の教は と様等歌語に 育り オレ あ

を

る。 た 华艺私卖 中文 な 何。日岩 時つ 書は ま 角か 學業 0) 3 度と 悉意 はよし ま を 11 变卷 彼ぁ 8 卒為 0 思認 種はの 煙質 な 82 ょ 0 の女と 1/12 事 1) を を ٤ カニ かい 吹ぶ 熱行 空は想 高家 き 折 1.5 教 々は長い 育じ 関ない を受事が 事是 見み生き 春慧

利なな

今年

\$

能よ

す

0

0

0

佛っらして た事に れ IJ do 1 から 10 < 書上 the state of 迎2 質ら身み 4, 為し 腹镜 命心 を cope É (1) 共产 女系滅器 祭り 本人 子か ts 6 た 身み 西 -0 れ 7 0 14/200 で L 强 ž 様う 物の ば 事程 あ 0) 0) J に身に 話たり 神に白し抑に 独に 然だ 制に が 派にす 李 る。 0) なぞを カン 承 知ち他よ Ł 探索 カン 0) ま 讀は 小等事是 李 7 7 3 説がに出 -6 懷的 ti 14.5 れ 劣等等 共芒 疑公 ٤, t 描意 私花 泣な 闇なに 0) カン 然? 3 女学 は 北 情 性常である。さて何の居っ能なく何 彷徨 あり E 7 ス 此 何是 腿 テ

を 心と 廉先く 火を心と 道樂者ば って、劇 懲ぎか 學院 太东 斷於 陽等 夜な火気を たが 7 輝い < を 為上 深刻 屯 心光 犯意 始世 ま MIC 3 有常 3 L 方で 7 L W 3 夕的 輝、 ŋ \$ 粉泛 グネデル かお集まりあっま 分法 の海が さいやて 王里り をば 7 0 0) 居ったと 高か と智慧 最ら 6 表象 J.L. 0) 往はを本 務と に自己の力には居る間だけ す 去 思思 常等時 0 最後で 3 處とこ 共 7 L 下海 活る 和ななし を から 突場 カン 3 非ひ 供力 女祭 供の学校の 想言 難交 。 街然信息 燈等頭等賴記 ~ 11 11 7 私ななな かい 7 ば -部 す 場所 を オレ 吹き 3 料な 合わって ば 3 雪 11 11 婚 理り 0 我が眼の見る 爲 が正常製造出で賞うの来きな中ゥ 0 私宏 を 火台 (2) 庭 迎言 る は 夜点 如当ば 直 7 13 中夏何うず (" 燈まな 度是

> 此様、 つく

涯を送

つて

1,1200

る

الْمَالِمُ

私

11

カン

0)

7

1)

7

あ

女生

٤

别与

TI

-0

に関かかが間が 方等 氣さ 敷き ŋ 屋中 \$ 此一の 出でや 幾いや組み料 街きを 0 々く 天 0 0 0) 光 青春春 有等 入紀だ 窓き オも 11 0) カッ 勞 け 知らか 車片 21 理り 樣主 を カン た Ł 男き 屋" なく える 知しら を 雑ない。此のは 贈まい から 感だ 工 は 0) 6 ヂ 0 閉性 ðE 自場所以界於 IIII ッ 1 れ 82 姿なか 男を正定さ 圳和 子小 4 樂、 ば 3 \$ 10 でを照っ 肩腔戸さ 如い 打造 彩点 彩 事是 北京 何办此方 な を 減らび 11 + V. 0) 11) 出た中京如正爛え 處 戏"。 0 も見え、 松 な オレ たたと 利なしは 明节 ば を IJ よ 月かり手 彼方 は、 さか 前发 カン 方を支がったなかり る り了な他はふ た 口景 女や頭袋がホテ 1772 四点 I) 後 あ, 火彩 夜き 人 0 7 过已 は Met: 供点 如心 11 姚示 数き 51 3x (11) b. 其を深りの 代: 何能に を 渡 立产 大晋 粉:火点 物方は、 0 俊 TS 人是 趣完 きなこ す 男生 んで Men 1 少日 は窓 の勝い 光演選 カコ 1150

が或意と 吾家 ٤ 4 見》 例心 7 身是 集っの 変形 行中時 共元 100 彩空 佐女会 否記 理を場がいる 0) 銀艺 唯とい 0) 一人を と関は意 IKE 食! る を 阜。 食品 垅 + 私なって に落 つかぶ 3 は登りないといったので Ti 15 二学》 此之 do 友 迎え をす 例かた 生は命 41-建岩 0) 女 ti 三人に対象を 思教 から から な

九

Zis

出まり

人と

2

不少

i.

~

き

B

オレ

t

路が

問える。

何先に

限智

らず

チョカレ

埋と情気ない場

類に対すなが

3 0

から

知し

H

E

8

オレ

is

心か

17

敷き 493 B 上之 立管 様っ な冷氣を感じ 上熟 て天井 る 様子、私は カンラ ら 釣る -红 古言 る 45 美し ₹, t 院秀

方は

Z W

0

0

あ

む

なく

元

0

6

3

y

3

II

除室

明なる れを

3

る話で、

沙に

机

0

3

を

Ľ

來くす、 称いい を あり 心意 IJ に坐ま 0 75 R 75 取が接 出产 ザ 持岩 ~ -g-水 11 私た 支証 ٤ ツ 1 が分か 3 妻にして ザ F た 1= \$ 然され i. 後 0 は 3 目的 0 目前では分が 沈らた どう TS 11 女士 W 何ら 一神に だ摩 0 0 を あ B 一度後悔し 6 6 別別 合於 去し -ふ認 點泛 れて故が行 思なる 0 似語がない 4.}-女景領等 it んで 50 主 す 7 利だし ののが、 0 -) 0 -6

す

は忽如い

言をか 日本の 3 の底には 樣言 3 0 - t 15 4. な 神質 ダ れ よ 7 (Die で答 水 1 ア 既等 ザ にン öttin 1 ナ 服的 を前さの ス 粉光 0 注で影響 から 2 開え川 だ和を Liebe. 御劳 身に 婚书 す 夢に獨言ない。同時 愛問 を

は 福之突生 井口 ح -不也 進さ 盾はめれ る 0 あ B オレ 此一ば 心光 内分り 0 0 灯焼きあい 不多體於 11 修言 れ 1 到少 る 人生に 然かし が、気なの min . 格 け 0 がれたは れば人生 問ら 现货 及 な いは 1 悲" It 32 夢。如い理り 慘意 何。想到 0

様字子。に な、供養住す証法あ 氣き むす 九支中多樣等內門 が ての人は の人とは of the same は弱い我身の注射が果まれる 上の敢なの。 ~ 上之 げ て思るみ ならず いて見せて、 6. れ 地市

此かる そ 0 れで C. 1.1 3 有ち カコ の際点ま 私型 はせ 生きていた。 流流は 居改 削赏 10 宗皇 教 15 依い 頼い

0

摩えはな なく、 5 前言 は 何芒 處 カン 遠古く から 7 本るなななな de 0 口名 ۵ 私管 カ> 6 11 -

見み 10 云いれ 彼如果 何怎么。 歴足治に行っ -5 5 然か はない事が 問》赤 办。 () 絶ぎィ 其 光景 + ŋ 茶故等 7 りたしか が し最後 教 な乙女 る。 775 も信と 8 0 其 符等 All C 15 門は宗教が一度関する。 4. 200 工 何当 発那 C \* E 80 例を It 0 IJ 如いた 女 法等 ++" 事 20, 正言 ~ IT 時等 救さ 彼ち から ツ 5 · 趣言 h 1 皮膚に迷った人間なの山に還らうし Sho. 歌 ~ L 謝品 17 7 117 0 た 非さい 勸 は 何先 N 水 0 C. 願生 0 1 でな迷り た人間 It 慰 12 無意 羅门 結ら 7=

ながでは、何になっている。 中的 衙 77 6 胸は切きべ V 35 to 1 田が凝るの -17-2 愛恋 L 1 卵えの前 观 旗當 色を見る を余 清定 65 夜ゃた。 2 食食服を着い い雨りとある。」 777

の廻りか かと 0 7 思蒙 部が カン 暗。止 6 L 45 室やして 氣け 明境 4. 居る 女徳 15 智品 其 がなって 姿が なが 海京 る 4. 輝 は似めの きを変すのが発見される。 身外 火の大き 殿さずリ

永記 起許に強伏し あ で る 0 0 いらい 罪る 33 72 という Ħ の感激に襲はれるの感激に 3 £ 吾れなく N フ 1 0 を 熱き V 教は お前は 4 は 其 を る 其る私には 清美 0 を 突と 膝上工 こでとの 提上然次 IJ 0) ŋ 主意ザ る論 10 を 顺气 愛らめ、 其表

6

トの結りの要素 を見る を開 たと そ 樣等果 下沒 OE 11:0 オレ 一等絶賞 TI 同等 11 ち 様う 如片 建 90 ---私なな れ 7 光 Z. 央意 什を残る 唯\* 6. C る あ 15 世 だ 111 は な 边 をつ 最为 稍心 カン 0 有もた 電影 IJ 力教徒 眼 11 九章 ず打き後に し気で 何答 は 0 カン 後 居る我や 如臣 This 明 及 歌: た 職が打得ない。 が H か。は 6. 朩 嫉 了と ٤ 1 好き 否なエ Z. 前たに IJ 私 なく 1 烟場と 切点 +)-" 其そ ts 様う

利ななし 日ゴル を 女を変な 取出 制 1+ けけけ 公二人で B 月星 0 弘 る 取と 夢ぬの 沙地 其 ŋ あへ ょ + ŋ 誠 近流を 年9. 其老 ts けだ 後よ 了是 0 示は カン 1) 0 たら 0 オレ 私 接 た 5 6. 水 0 月ま 決場 0 テ

夜通 飲品 私 飢を L を消憾なく感じて見た 窓を ŋ 接続が 生い 味道 明节 きて 居た事と け の時は は 水とパ たま Ö ع る B 人問 7 を 云心 花書 あ 減ぎ in, とに 3. 合うて 0 身の 又或時は は偽賞 C. 口多 6 或時は若い血の 3 0 歌な 居た事 或語時 易 樂を 動が外は絶になる。 ŋ で 凡まて 弘 冬命の ひ得る あ 0 0

智が設ちるの明め気 どま B あ 1 した から 10 6 物き より る な 追なく 事是 0 語が 1t たも 人是 强? とて 17 かり 或が麻まれ 出来な 合うて (2) 其盤に 13 世よ 0 ٤ は カン 男性問 なって 時等來意 が、特別と 居た 如か何か た心を呼覺し いの 温柔郷の に香し \$ れば 考 有りの と不思議で、 す。 0 覺め ~ 歌名 功名心が て見る 教育と 或意 樂に たなめ どら 夢以 ع は 70 17 6 L ٤ る 0 あっ と見て 得之 次に て別な が常常 れをば あ カ2 V 办 た 礼 れ 如心 九 ほ -6

社は、原と विद्या 山流 小市智 何等 角蜀~ の人な 私に 礼 たく 0 ٤. は い祝徳 正幸 13 な 0 80 0 る たなた 香に 接 0 7 C IJ から たく 25 7 ٤ 見って をば た な 後形 った為た 打部 び外気 め、或 カン 7 5.... 刑意 は暖気 ら沿台 び

人類の 樂に降ふ ながなる。 ~ 爲たは 結婚に 名な なく もら二 の交際社會 誰意 0 職務 私公 一人和 ある 0 事と 度と はじ 作? まし なの話を 先さ 家に れ 11 n 若い時代の思な夢には た。 地市 3 幸なに 善良な 生れ父の遺産 A. 上にのう ť フ of S 生命に 1 して私はとな 0 と高さ 2 世はは 1 3 と共に消えて と云ふ物事なって居るも 何ら 居る 狭紫 少からずあ 代くて又族 となる為め で 米公國 Hz. 事業の つ 0) 耽計 永清 红 祖治 る 0 なく、 合物を \$ 主 正常 0  $\bigcirc$ 微色 40 7= J. 0

し 0 して今日、 術的館 常記と べく、回舊の \$ 貨物 ラ 及 の態度では 歐洲に 玄 6. 製経 聽言 朩 1 いて 涙をなか おがただけれた。 + 3 を 義なく 傾沈 1 居る += こ石は フ 0 概念した 込んで 根さら イ 大技工的に をば 7 は上流 金さす 居る 利なな 居るた 其 る -jule 7: が 0 儘に我 に過ぎ 奏で歌 修ら 社場合於 継ん 此處 يند ال オレ な を から オレ

然し貴君も巴に感じて居られる通り大夫才な

造ってい 神たの心 心の ナ 1 底に 11 0 言樂には が絶ら 他在 0 カン かれた人ださ 12:30 と博覧 6. 感化 -1:30 rt 化を與へれば郷を異に 渡台 私 ば L 聽了 此 旗為 を 宝

り、播観された空想の大時には、私の安は何 三、 に乗って旅り 少く、 念を探り 利なの 3 日的 オレ は他の節り かは ば 1) 二人は象場 は一幕日 ナニ 又私自身 館に歸つて來 と悶える 空気を 红 済み二 を 何答 0 0 Hic मार्ड やら Ł 物思 しく から、 寸 私さ る 物意思 日的 ~ ٤ ひに 見えた の魔湯 其中の - 34 何彦 に知らずく は ない様子になった概 一幕を聴きな がで 周出 河岸 清景

敬言あのオ と、間も 1:5 さなく妻は片手に見なって、炭塩の ラ まし 理り 想言は は片手に顔を支 如 如何云ふんでせら。」と利の の来前た。 3 なない なが 子に 5 身を 清洁 かい

総色の 掛け に節空 0 外には 大震 d 0 3 設とし なく、 步 様う 0 かかか 何の を ある壁と天 15 る い旅館 た舊 重なる 思なは 幾け 利か 物 つた燈 れ、驚 糸L13 香里 世界の都の夜半には音も聞えぬ。吾々米 心間の様々な 天井に 驚いて 0 天野 が點 訓言 般: 見る が一種にで、 和かし でに 片かたまる 人员员 せば の小 の際も 米心 は、 見さて 窓や万川に 小机の上さ 國之 何らんに か。

物为礼 る 礼华何究 時かん 82: 中京 返か が胸の底を影ってたる。 事 は地た 思います。 I'de は 17 何您 程度を記する。 急急に IJ 内なも 流上は 全步 元角改 红井 でい 0 起 間者を置いるとい の力が、 ナニ 最高 5 風小 0)5 < が四日 東語の 木だに 感だ 事をば が --熱点 に遺せ 本凭 如道 扱かハ を 何に或れ Do ッ 17 た 人口 Hie 17 事に用き £ な を 思いるのが 子で やら被 3 y, 化がしか を 來き 譚 のではいい事が、 6. 4. る。 17 事是 様っ れ C 0 年亡 製電 る 其た たわ de 1)

心を変っの K 彼乳淋漓 1 ス は 用で更き 丰 す 心 去らず を引きのお 地 して見る 0 0 掛 た 弱型 17 る ŋ 冷を何と 點定 た 0 す 處 1) を -6 3 風かせ 愧はあつ 時後に カン から がいいる 然には 込この 此二 冷む ルー がに 部。 -(" 水に 信は事じ 大語 寛生務中時等 様うき 無いのに 聊き事とは 75 無為 待。時 0 は す

其を其を知し れ ののら、然 ₩ 世 世 文意 崎さ 間以俗意知心 0 は ~ 0 此二 見せる 教学 心心 る為めのに従っ 思な 南 を TI ば 玄陽かったなかった。 如い 何多。 な Zil 式ふの子はなり ト女辞し 理力 FIII ٤ 学方に 成な

3.

しく解的女子 育と気を に気を 向も 殊を して、 如いね 何かの 向も殊証 不さい た け 10 女の其子 10 つ 子し 共三 居るな 意"其是 事をの対象を見る 0 る 意思から カン 家 持に ٤ は遂に自ら、 たのと、内心と たのと、内心と たのと、内心と た 0 だと (1) 為力 15 强足 感 る 7 我說 思 满花我生 大た期<sup>®</sup>ので成 失きの方き成 大なり面別ら 心之礼 情况 足りをすってま ょ 1機はる

車をし

紅豆成態 るには、 is ら細壁あ 6. & to 身子 3 物為い 44 おが ぶ一門り の我か 0.) 女だな 來すて の大は 4 12 身みは 風言 來 経言一門居のとし、 ことり た常産 3 以"不可 水 中間 中間 でい 僧に女き 1 遊宴 びに --L i に、観点の 任 " --は は姿かり れ 行 川に居る 一様に対している。 何處に 思想はで (m) 现货 はか脱穀 ----THE 金艺 を 附か 4 11 11 明等 我 振 統 0 吳 一十二事 行 声, 換 其言め IJ 1L O 99:15 710 通じて を発言するのは 物は日本のは 复え 报题证 1.0 0 見り歩きだ 床無 -- 4 食があ は過んのいる。 振ぎ胴ぎに

乗の彼れ ば 20 J 17 87 1) 何語 日告 俗意食 る しった 那上 F . 町 0 エンプクウン 245 務所に行 商を為た る 間蒙 を 祖的外部 地方か Z 追る では 金を

中等の 好にあ は、後という る 組ュが 殊にす 迎り 朝蒙 る 研言 T. .. 111,0 の九 智)時也 65 明為 明と午 6. 中 で変の 6. 位 ni fi.

何;時

礼顷

車以此二二二

で

所が或さした を下次 file !: た新 中に突ま 凭り 排。 理り 月일 得 聞為 革告 压3。 を減 た 入いは 0 割情 IJ X. 列 ブ 入い早中 2 0) 山岸 6 ラ ye. 12 我なの 下慕 男女によ 17 停車 先拿 IJ 腰 或なる る を 0 0 分 力。 掛からは 席は 席等 停き (') 儀章神 孙兮 を 其文と 作 L 激 雅 如 中等特定 温まっ ŋ \$ に入室 押节担意 3 +3 [11]  $I_{I}$ -----11 直は一次では、初き i. 7-眼に人 其 £ 1118 人 如言 たな 0 ·J-

えな 事 を提高を通過できます。 を 澤言視系 吟言の\* を躺っ 外に ス 娘がなっ な ŋ 人頭をなり 加台 < 合語 TI 來《 मार् な 水点 がリエ 75 1/12 米 けるの 種。根かて、 人だ 速光線 發売で 府至 計造 オレ 東海の 熱にというという。 被記段 多性は Ti 混汽雜店 5 24 + と思える。 かな魔がの君 FIE 細きか 模も を感えて、 不 新江 ママヤに 動き 政党 雷う 0) 特を空台や 先章 何小 USI C 酒中 1=3 時? 增强 学 液性地を身み 東で 中学 い痙さ 新 フ 間光 氣音 身智體 1) 1

2 5 的音 5 事是 I 自じれ 6 は な 忽 慰 和智 李 分流 11 は計貨 すり 0 do 今日本思 を **奔** 非ひ 我記 る を 0 cop 悪容敬言 立方 を最後にまで、斯 気きい 返 -> ひ 45 方は たがと はか を ろ 斯智 鉄いて居る心気が、 さらとす 進す 同等 L むば 胩 7 お在い カ> 利なったな 時に 1) 0 0 6 式, 0 L 成か 手です 6.1 あ 被结 た J. を振った 0 10 が 技艺 る 力。

潜かれた 語をは 人生第 納,何か カン 納を立ち 惨点 ら館 事 ルテ 一の此 新から 行生 なる 0 宝伞 0) 55% 途に ブ はものと ٤ で配 ル 行い 0 ts y \$ 逸に まるのかない る 6. · Ł 事 た な 0 HL が、 0 **密** たで -(-其の道する 直影 新婚旅 の上さ あ 6 500 行  $\mathcal{V}$ 私花 が ブ it 其を には、 ああ 6 ル 日気の か はもがの 後二 15

時言に ぢ に減 打臺 ; なたし 77 排。 いて Ho 何心 His 0 < ---時つ 代に肉なった。 HE ME 四発常時 る 様の変が ががっかがっ れて了った。 來一度也 望る は 開くも を わ 後 が その 繋? 世 真ま 6. フ 心のの 組っては 有あ で 1 居る 3 限空 通言 恐さる な ŋ が、 は 語か 0 6 宛 程度に 所? 時等 0 彼の一と気を支ま

はま

活わっ との報じ の夫害で 1 水がが 北次知ち は 接り る け 4> 妻 織でする 私 L F. 4. E 巾拳 は は此にです。 7 ts 川よう HILL に二 年党 た から る あ 0 +-位: 報うわ 程質 6+ ıĿ 他作 生 が むを 正常 IJ 形意 孤させ 好人 フ O L 生芒 1 た

室。废<sup>8</sup> るが手に 出たる 片ない 0 野なめ ß. 相寫 17 許さ に据るて をば 博がてして 10 < 尽 如是 は許了る 手を振い ン 水 走 あ 1 1) 3 2 ザ 寄よ 大震 7 ٤ 1 る 歩き共 中意 き カン \* に称い 0 Ł 廻き グ 巡冲 见头 子す ラ 0 心性い る た カン が 6 ۴, 立た 曲を忽な ち二三 ピ رمه ち頭言 が をなっ ア 7

語でを

は

縋が

る

0

る。 起きピ る 70 L べりの 低 た。 否 上に置 響に つ 6. た北陸 礼 て、 批け 一井二月とはから自い響 (明治四十年五 と一番で ŋ 0 月 掛。花陰 け が

浦な

L

寒○ Fo & 您去 上六 内怎 紐育支店 東京 から 調うか ٤٠. 動きれた 0 7 0 の管業部 居る名な軽素たとに 打? 拾て 利,醉《 3 U 長 ま 二言語を ٤ po 一点 告あ カン でえばく 禁言 轉元 氏 しけ は 1)10 %

な

事じ

3

6

研以完善

佛"一時 育になり何音事がして来図に 勇は 0 独 していまして 外沿 米心 8 地ち |例: 間つ ケ 0 旅祭立 た なく 月二 が 、稍支店内 間主 登録で 月には 0 け のは、 程度 15 で、 カシ 75 ると 分り 市場 は 紅 (中) 中 は 紅

國注念なき の 液にら 外では、相対でして、 晴らを 廣多る に 中多朝き堪な 廣常 る ŋ 身に 付って 云い 立たて H 選ばず はよ 九いが 居る 0 TI れ T ۍ د 82 る 來よう 事じ 火う から Ĕ 乾を つて 7= 源的 が 45 れ ったり淡る 若ない 素が、 素が、 き は 솬 4. ク た 午 書記事 無些 此方面 に身は新思いない。 7 は 3 を 後 外がが きてす 聊些 らば 知しプ 何とすり 程は新に るや上され も云へ を 面交 和思明新知 五, 静り 時也 務也 は一寸 かに讀書 業部長っならば チ から 出世 經过 體に裁言 所は Z. ま ル 行 0 L が 事務所 珍ら が 有: 行<sup>1</sup> ک آ < U 識量 カン 氣さ 所がが 夜中 け 年學 盆季 -15 西洋人 3 (1) -る 對た カン 交際す 利で馬ばな 門なる 111.1 する 村・原かい。 感沈 7 紕 (2) るりなり、対合の IJ 好智 風に吹い とは から -夜を オレ 1/2> 知し

生艺活 不多日本 不便だけら 境場の の年記 寂警 經: 7 を感ず ば 經广 -> ほ と、日間

らは きな 貧乏街らしく見える 屋だの果物屋だの 風か 割り (1) しく頭髪を 四章 0 通貨 しく 其の邊の開け放した窓や月日から後に紫色にぼつと慣み渡った 湯いなり大の黄香 ٤ 化特 が 大道を行き 露 路店を出 長年経 た がなのかが 女房や、 長香、街燈に して居る往來は き 何心 が見え、 見かいき 服装の 時等 火は であ

傍では子供や小娘が 澤語 \$ 柳雪 ワイ **冰水** 云って 下是 街等 遊んで

作きす

前に佇立んだ途端に、特を思ひ浮べて、佇立な様を思ひ浮べて、佇立な た一人のな グ 6 なく 見れれ 行き立て ば 其の傍緑 む は思掛け ひとる カ> なく 戶E な 唯一の街 115 から カン 3 あり 出でて 露店に デ ---IJ 來き 0 0)

1 は除 進み寄った。 ŋ 意外に、遠順なく 其 0 名な を呼ぶ V

\$ 女も一方ならず 弘 0 一來ない 直流 在 ので、 外云 け 雅言 上中 むなく 4. 何恋 7= 上も 力を 芸、英で , ŧ 場に立竦 7 しかか かに ねて 逃げ 2 居ねだ 際な

御病氣 は 御庇様で・・・・。 ら能ご ざん 3

> です、散 定めし か 明是 ま 日 0 氣き 御門 -67. 遷 は 步問 お急が もら 此二 にでも 時には 感で 北 り何らです、 住意 お互に止むを得 ナニ L 階に ひなんで お川特 6. い處を、濟み なら 部 屋 の處ち 會記 を借 緒とに ŋ ま んで、 -無なか、 世 其 居台 h Ŋ 0 幾まで ま L たんで た。 ・どら

木の植つた廣 青ない 儘澤崎 E ス 0 どうで 一町 た。 惩か は ば な カン 3 切別出さ F" と連っ IJ ٤ ブ 薬の 兩雲 ソン で、 はど歩い D 1 れ 人が通 伽 色は最うす 河海 立だ र्गि ै ١,٠٠ れて 4. 呼ばん ウ ブ 5 て樹き H まで 0 も激作 D 11 新り 樹木と 1 1 6. なア 何處と云ふ 行って見ま やともぶへ 1. ・大分北 下 ウ " からず 河水が カン パート IJ I 夏等で 0 建物 1 なせら、 方一步 目的で 寄 X 3 うた此 腰亡 d. 間影 1 を下 此の違いて行い あ, なく は 0 ,Ep 其二 問 並言 ウ

共产

12

ぢ

ŕ

事

務

15

は覧

分元

馴治

れて

0

譯為

の景色を た。 「明日 少時は、 南 朓家 成めて居たが、 無言で黄野 H) 會社 ` カン 30 から夜にと移っ 浮行 出言 11 なり 忽皇 チ 主 1) 思 行 H 河 施で

女はななな 聞き 82 風害はで命 かって 居った が稍決心したら

然しなの事

粉

の所なぞは

云っても大して

性污

ナン

事是

11

な

四"

西洋人

0 11:1

女もあなた一人で、

25 お 斷 IJ か、 思

所寫 どう云ふ御病 うしてです まして。 か、どう 気です も気や 何广 强く カン が引立 御 打消 不 滿足 玄 43-んから 欠張 病気を

崎は更に、 女は答に に窮したら 默言 って 你 向机 た。

此。 废~ 才 かい " 初后 フ 1 do 7 1 なぞへ カン 働 き HI. 0 な E る 0) は

居 1) ま 屯 前法 初じ は長奈 do 6 と云ふ響で 方はっく の商店や食 御在ま 心 に辿っ 好

様に働い たん 三年紀 です っと淋しく け たも 6. れ ば 0) 不 41 です ij ula It 笑い 決ちが 最ら せんです。 とんと 11 れは成 死车 何をで Ľ" ŋ 本 ら ま ij 黏 か、根氣 意け な 2 好 い課に 7 115 しま 6 が 行いてずま 失り なつ 家にば VI 彼 から丁度 7= 7= 几

ン

分。に 間たと 車上 む るななない。 " 車やが 體行 を 彼 B 0 肚と 彼江 微型 红 息を 狗あ 7 こ坐む が 動だ 手 独て 下げ カン 0 亚北 漏 H 1 居るた す す る オレ 握 車量 其き 7 車を飛出しまなった。 ŋ 人な ず 41 我混若的 醉 82 知し は 冷に 着き ず は 際に 澤江 幸福 危影 外をする 斯·吉 く。に 十自じ坐ま五 ひに 空台の

月系來的其 道な 面がただち 度日 な 1) -な 小統 0 不ら 室 る。 な Bal 借を さい 713 廻來て公園 考か B 幾; 0 ででなる 居る 废 最ら 會心の 餘 いりに馬鹿 彼此 る 弘 書記 の森り 居る 此 家 なく えし 15 差別 何先 々 は 駒は年代 へんし 年上 3 ٤ 要等頃言 同為 カン T の集み 水の いっつい 0 何二 方學 娘も 5 法是 さら を付っ 10 事をあ

げ 分が い日光 微さ ま 下上 をでいる 風か ま -0 肺に此 6 は を 事是 少あっ 12 は K 肩ふ 程題 わざと自 渡雲 居が突る人 春 付き 厚的 W 力を 分差 街艺 1 冬衣 を冷笑する為 0 女は 加\* 、後手 ななないなる様で を捨り 社 思さけ K 0 \$ 此二時点 引擎 II **新** 

道等われ の見ず如を馴な に網銭 3 0) 靴足袋 朝空 坐む ょ 82 遠極 0 0 は殊更に 居っ西に遺いる 會行 を 1) 儿 玄 那是 4 地艺 人儿 t= 15 る HIL が、自己 0) 勤, " し、白い 分次 餘空 思蒙 胸寫 1) 内东 山またか 込ま 質らは かか を のは 沿線 躍を 12 机? 待まの (2)₹. を 関繁た。 置:高含 称い 子す ¥, れ 4.

10 近急 らく 0 を 我が此 ふ 電気後れ 雇べただ 話がの 入に 後近 様さ 彼れ 老される · 11 體が TI 全く 氣 以 け Ł th 0) オレ 粉竹 應接 人が 事" 前法 の事 明か して 力》 7= 務別、 火地念し 0) 都合然 老婦人 で、 新 な は 0 1 と其の暇々に 海田此 開が 0 傳記 あ 電流で 話が居る 今日の度 红 3 あり 力。 す 廣 0 が 0) 此 か居た時に比び 7 0) た 0.) 告 に英語 政节 若な彼れ 節! 0 カン 事 は一定 12:70 だ。 L 職 火学 女を我 文書状の 思想 7= を 引着で此の本 学 7 遊り 昨の で店が th 声 となりに事じ鏡い嬉り る から、 熟問 傍 為一著 [[] 開 た 近. 4. するを下 W 1) 女祭 其十十 長家 6.

部 室りかけ 彼れ全然け -6 of 額 なら 红 南 山め事 る を 放 老 1/1 肥多 黑彩 取 事が正っており 頭 爱沙 文い は一家な高流な で買り 最高 1115 ず 年七 t 割り容易は di. 分 鳥方 其 4. 打多人发 -L: 横

110

タ客、

彼然

It

晚

经分

何意

カン

0)

用等

15

でア

往舎は 來品記 な 格。 年況 唯た フ を T よう カ> 11:30 -IF だ 1 口急 オレ で de Co 治か 1 に頻張 春は 局 信が 1 出 る 來 公言 け る ス べい 1 に家 do 瀬事に紀の置 たが 様う 1) 話作 か 相認 が対応 其÷ 動だに、 IJ 名を な 0 指流 表 上は が、 頭管 L なって合は、 折貨 構物 模型 女人か 乃言 はず 似 なく 11 け セ 中人 制言 Sec. May 山 ち HE 寄らず 下でくれ 例代别等 [图] 何篇 重 -C: る為 送り カン 人下 物思は 次等 て暮ず 110 ンケ 歷生 カ 會智 力となって、 矿 しく類枝を 行びを 前冷 打算 \$ 澤育 HE just, it 企 114 初きて 12 見る何な

馴な で, 0) か 其一の 礼 p 声 から L 7 が 服器 一成な 缺竹 事行 來 な 勤意 F-3 d, 6 火衫 0) 週 あ, L 6 服る 見る間が 澤言さき 112 始也 IJ すり 欠\* 病 B do + ば 張り 澄泉に 刻 力。 VI ŋ 20 火星 朝きは 澤崎は 先艺 知しば & 0 過 称 過ら カコ 1) 0) 大學 た 何定 日本人た 何先 月等 が、女は 曜: 5 到院 7)2 17. 止 0 一茂念な気 は、病気 日等 中原で 間约 ると 紀を後りとれ 働き 1.1

上之

を

が 7

0

身弘

は

は

其空

0)

寇和

配な起誓

密うの

云やま

何に

打多

17

如片

何がい

淋点心でも

地

か

女をんな

良人に別

オレ

分差の 殊定のみに対

あ

3

玄

から

<

初。

散系

Es

學等

の様子

打造

が

F"

0

落》薄字用。 3 女だなが 來言 だ 水分 様さ 書き の見るで大きなという。上下古 申费 す ついき とい家を 200 夢。中家美世 

被人い。 明李北 日本め つて を訓 7 思 雜於 82 きそ を れんで 様に、 あ نع 呢" 10 れた 角空 、強語っ、 g 清! 1 話法 務 所 何的 L 0 續: 澤にせ HI.s け

共 B 0 なく、女は オレ たが 気き いざ を云立立 愛り 是でなる。 も解ける 職

ま

す

見るのからず問 間ま出た 本人 去さる L 人だふの我生 ¥. 澤崎さ なく れた 後言は 大程 後よ ٤ 任 ・日本人と 腹門 7 7 を 前京 並た と見て 五分度 加办 7 時に 14 ts 小き掛が説き 馬ば FI3 + 鹿办 経路た の様言話を 50 男をも 假なると 居る現場

に起き見覧えては 或院のより の肉を揺られる際 思なば気が ば、遺憾 172 オレ 日常 付 6 明陰 思 様に 居かり 65 た建さい でで す 1) 物部分 が焦立って ガミ 取此 女 00 00 11 7 は 階にス 礼 部等 L ス 冬 折。掛為 來て、 上きデ = -5 列介で け ダ رمه 7 澤は 崎 自じ 0) 通道 事がか 分光 オレ ŋ

て、 激性を 7 カン 居る髭沙 IJ 00 00 HITE 弱だ 大 L 男き た 麭 -0 は 晚艺衣 粉层 を を け 校さ た協語 0) 職 居る 口多 居た最中と を 見る石

しず

全

かっ カシ 計造主 れば今元田で度で 0 変は日のしよぼりて見て異んねえ。 女房ら < L ッ 0) -}-JE. 大智をとこ ス " 4. は 1 な 訪らの +, 名を願り Ky. 12 X 3. 來" 听" が、方法を 類! 11 0) 突; 南 -0 日水た。と、 文素 学 大龍 力。 場美 ٤ 力。 れ 6

6 Ð ナニ -ま \$6 祝き かっ 44 · C. 持さ - 6 前天上。 生 7 -(" 断湾 口音 N 11 大等朝地 何德 女祭 店装 か 彼 1t 女小を 最ら 喰く 0 \$6 1t 身みしに おいては時

何。

程

私也 €± 红 11 彼" は常感した 分款 女なな を が 如中 0 fujb. 压力 た 情長 前岩 沖電 支配が 华分子 Ziri. 振

义产 子がを 何三 氣章 1 カン 1) 4 向含 Hill 勤 44 を 喰 カ・ 島渡蒙

耳克 那 れがや は 俄 に調き君 -1-6 李 松 され Ji! な

良野真 下 历》 臭色 の五時日に暮ら 以 前に旦先をなった。 彩 内心 3 に明ら 職是 ん達 様常な 人りで 历" -て居た 其言 匍 IJ を 持つ 御二 Lt して居 れ 根元 廣 過少出 學言語 手: Cole 性に 朋学 商店に 4. を 太空 風: 南部で 6. 奴 村に稼ぎ 其主心 萨尔 赫等除ち 芸な 0) 有忠 1/12 礼 ŋ 近意 オレ 速元 居 文章 1) 日気の 0 此: VJ. 3 度さ 處、 0) 郎号い

別答 交き 際記 こうず・. 何言 ic か御舎れが 1110 外生

日を飲み んです 75 なも 處る < 私なし が、信朝つい 其の類を 6 御花ます 111-6 話わ あ しと云つて女は なりたいと思つて居た b た 有り た 0 やしき 事力 務所 所位 結構 ん。で

を投げて居るのに、女は稍安心したらしく竊となる。それのうとな cop ンチ ・うで 様子を覗 四邊は最ら夜であ 明かる 0 後 火影を遮 から大きな菩提像 夏の声である。 って、二人の上に濃い影 いる。 明。 二人の の若葉が、星の 4 様で 外主 うて居る

葉の夜の そ取ら あな ね、女と 11 が非常な 詩も 何となく画情深く、人 £6. 一向選ぶ處で 歌さ 連合は何を爲すつて居らし な幸福の如く感ぜられと居並んで話をして 知ら ない身ながら、美 0 は ts 7 れ最ら話の 時の事 腰掛 L つったん 手こ 4. 若認

保險 \$6 れて了ひました 會社 いで 出て居を 時 ŋ 何彦 まし どう 力。 に付け たんで しよう 办 と途方に

我儘を通

して了ひまし

7:0

私也

には

ding

1117

なつた。 の上の話が B Labor はう 信やさ が相手選ばずに為て見たくて堪らなく。 ちょう はれ しい 友達にも 永頼る様な身、口中は親しい友達にも 永頼る様な身 力> 1 夏の夜の星に身の上を吹つとで C 腰身の 背に片版を つき獨語の

「良人」 万居を ます 明年世 分がは ほ んとに面白 御花まし

だと

のがおつくふに

なりましてね、

IJ

朝空间落 は從前 ||弾え 打 頭言類語 實じキ -}-10 なく 澤崎も己に 月毎に それ りに さらでし 17 なっ ち、 は チ 一西洋人 .其.产 オレ じば事に飛合は に、私は II た心です。 通り大婦片稼 どうして たいと 遊がに 椅子に作って居るのが 私花 が が露出し たらうね。 8 かんも下町の會社へ行く時、 最ら 思って 年以上此國に居る 111 御結婚なす 良人は少し 一日も早く 腹部 せたの 朝<sub>き</sub> ぎをし ٤ 居た位なんです 如心 には 何かに きに話が 深切な人をは た方が 35 から起きて夕方ま かもとで上曜日 ったんで 肌な い貯金が出る も真顔 4 れて る身とて ٤ 11:00 ういて 中港 12 したんで から、 付? 相感 何" 唐 42 槌。 it 緒: 11号 待思 7 到底

に罪 . 7 朝きなた 訂" たが して寒 7 6. < なら 起初 新止! ! た無も 部 3 原を洗 を寝 私は其の代り上産 す。仕方がな た 育の女の様に、是非り 時分 いと人様に散財 17. べつてい 用層 床芒 ったり衣紙を着 家にば 0 中京 きる 程度 いもんで かい 1) -1: は掛け 居ます が消費 11: の夜に 衣服を着か L -j-居る行 · j-團法 ま 111 44 な る 1/1% ん。何語 以人も か無け から起 t= 芝居る きま **風悠** 6

接続がかす 舞には 何まし ŧ た 流は でも凭掛っ 彻5 70 2 衫 知 企がな オレ が 42 0 i, 凄 小説を讀 世 なくて ん 可いで 65 で居る方が幾 から良人も仕 これつて居り

脆にする 人に見え ンと 明点 が 澤語がき 其 b 一着たり れば \$0 前去 徳舌な西洋婦人いよく 間に 11 前二 像 神なを カーリ は亜米 髪を 奥底 ガやない、 怒り おった。 利" 絶な ななく 1 屯 I) IN も腹腔 の女は したら、 梳 رد ر 話法さ ば 良人は惩う 7 れて少さ 利泉 げ た様 良人は たり、 槌を 主人 っしは牌易 10 少多が一 (動 私は人を 真面 衣服を ぶひ 乘 此 75 為  $\Pi^2$ 作》 美" Ji -5-な

10 時等 細された。細された。 給計 和治 110 を 身为 0) 李 遠流 がら 手 類影 傳言 -> かい Ist. Hos 書きた 舞t 程學

に意識が 8 ば ま 6 た。 北京 御助り をない 走まに 嚴いな 8 れ 5 温れと をは Zit's 質じつ

た。 杯ぎ 74 奥様えれば 何当 0 力, K L 此二 四世 ga. 洋人相手 AL -0 し愚癡 ye. ッ b あ 朩 13 ŋ, 1 寺。 中澤す 2. 正 义是 Ł 月ち vy は ち を 77 が 沙 +}-C 直流 ア 事是 る。 ŋ 最 ス が 主

碎を汁と堂等プ 談だかぬテ K 0 礼 3 1 此 焼海 0 の知道 0 ル 3." B 5 芸り シ人数が 彼方 瀬が 75. 0 は 舌打き 此方を所杯 君家 ---なぞ、 力。 李 チ W) t 別り かず 幽か 0 た魔 餅 ے を 0 6. 香 渡走物 食

> は 6

L

生き理り其をが

時突然

駄だり 金紅田 4 は 又來 6. 12 から 片覧 開き あ 7 カン イ 喧けカ 嘩ぐ ラ 0 K 相感な 手で 0 でち 40

云小 企作用 道馆 0 を なっ 男 た 事品 が 12 な 田田元 本学た 110 料理 4. 酒と米記 D 寒光 會ない 飯っだ

HE

本党

飯

城

U

B

カン

はった

理りだ

が

あ

3

質り諸と問えれた 城言 米点 0) U 0 飯管 15 から 銀行に居られ 嫌言 0 は 無な 6. だ る。全き人 ルツてぶい 不思議 カッ · . カコ 計 矢張 オレ カン

らず、「鳥 事情に 噂に集注 外包 騷 七年 す ٥ ـ ـ ـ ـ 然艺 東注した。戸泉注した。戸 通じて な柔順 7 た ٤ となる る た 0 さんがない な批評な 居る 。 座ぎ 頭きの し 4. から、事を加へ 男で きは 雜言談 取着 居を 取は流がないます。 7 よく す。 0 る 長新 は だ へ務して 东 石老しん 主法人 ts 上き 此こす 6. と、酒杯に舌を潤く居るだけ来國のく居るだけ来國の 0) L だけ カン 0) 奇色 此三 2 頭等 知しに 妙等 取り 當意 6 後ご TI 0 らず 人と 2 B 物ぎ 生が から of the 極= 觸清

見みス

く 旦た好き何~一非のの 前さ程 然れ 去 然か は 0 意心 は L 知し して、 酒店が 正月だ 口台 古 L を ŋ 刑だ 嫌言 が 交際を 呼じ 7 U 情がか 小に今夜の -0 攻克 ts 7 が か、 學生 カン る 知し さり -) F 最高 4 ず 此に 初 \$ 如言 糖 が 男を 1 酔ょ き嫌言 D して置か、 生 か は て片葉を一月れ 0 \$ 僕 11:0 Z 無な d. 本先 日に 4 流はいい 給ま か不ぶ -0. 不平らした。 す カン 間袋 全上 人公

11

兩型

和上

Ł

ž

便

カ`。\_\_

出代章

妙等

御=

配立に

僕はア ----體。 どら オレ 以い 來的 Zab. 譯 同名語 垄

表言

して

居空

٥

色を飲み降さ 案形 內部 思なって を見い は。 屋中 ag. 力。 立た 0) 正月の たと見えて、 米 行 たして に遺は 其意思 れ、彼の 力。 僕は 飯 光学生 0 ちま 入い 5 費為 一口后前 を見る 5 コ カン 費品 何完 方此方 ッ た ふい 0 15 の戦が置き 祭 衛衛門 婦か ッ。 勸、 は 0 氣き 方 0 内ない さっ 明、夜 8 付 0 なら 75 L で 458 服? 3470 ブ 突亡 ٤ 接続 清音 ٤ に、近所 7= D 日的 杯ぶ十 何完 能等 葡\* 先艺 適當 晚堂 カン 3 西洋人に、間 1120 がき 生 を 河海と F." 焼き 挑 から かい 3 ゥ 乏. 0 支し 食か U 此言 13 指 社 た 哪, と云 光 1 那な 支し き し、腹語 000 那次 料如 贈ぎ op 半先 反法 12 理的 料势 5 断 進物 射. は Lili a だ ル! 洪 -1-林宁 ほ 0 店江 61 光芸料きで、 7

6 た

男是 を発は 僕は だと 思慧 事 ・父はま [图] 6 が すよ。こと答 1 前点 だだった 飲の 9E 弘 1) 3 J. 3 位はから 前也 11 水门

私 4.

が厚が

な

金 て臭いれ カ・ 0 \$ 小から 6 随分と可いるので は 0 の居る時分からいたするのによってすもの、此のたと質は にも たと見えて HITC 6 働き 延は れ 質ら此って、小かんかんが、此いのないでは、で しんだめ 75 其产 口名 いんで 九 为名 8 がで行ったいから 知し たらは 面分 あ 四点って 配し -) 室。代 り切って居ない。 しながらも、 こも二週間かりでしたら到底家や、 しながらも、ままかりです。 しながらも、ままがらも、ままからも、ままない。 切当 11 排榜

傍ま に立た ろ カミ 居か到時である。 た職人らし 昨よ 日四 0 L 夜言 4. い亭主が が話を引継いった。」と今度は が

とはいるでも、 称で 宿を 並な居る 處か is 風言 で、き FID 「なた」、なた、 友達の 男生 p 0) 家なりで がつ 夜点 を哈い で、大。其 到 ッで 稼ぐ 職人の家だ、 時日の後は一時二時と云ふ の來る譯が無え、己の處 の來る譯が無え、己の處 口の夜は一口のない、 頭言 道等を何をかない 金数 に困る h 0 證明 前共 って 7 要いの B のか 朝皇を

か 力 と澤語 デ 7 ゴンン女で は 彼 の女人 終りし

變的

て、最も チ

...

6 II

() =

-1--)

}

を質り

収上版上

洒た 一屋 知し 嘆息 6 彷徨い いて 階段を下り 方夜 下りて外で -> たり 共产 0 邊元 0

會を覧証の をかえ、 隆温 発 隆だ澤は 何など L It No L てすごく た あ ·C. 0 除る であらうと靴でやいまうと気付き がず、けて一 を始ますので 出たが、変な 齒は機さ

るででを 機き彼が寝れ何を噛む 命系の 覺影に 締む 節ぎる 事も早か によらず の見ず 會包 の女の事を思ひお聞の悪いものはな なく 調覧 逸した機 が ほ -C どに迫 在留 起きな 會 しい。 をか つて 年たと 居る彼は時を思なれば時 で、婦別の時で、無人の を 寸 無念

能く花質牌で 投なけ 天下つ 澤言下が崎貴の で、 に様子を變へて居るが、質に見る は何質なく眺めると何れも歌る は何質なく眺めると何れも歌る は何質なく眺めると何れも歌る は何質なく眺めると何れも歌る 多分送別 0.) 意かか 何言 カン C 日に日につ ががら

延える。 選言 24 掘 は、一時では、 . < 唐: 例: の激 會 起光 機は協力 Milit では、 其の儘跡のかにも成れにも成れ 國一 見"

論が立りでは 意見を訊かれる。 では、活動を記かれる。 では、活動を記かれる。 化 · 小世 生活です むた IJ 団んが 話を結び時 國る な ほ 1. 郎皇 て道徳の -5" 1t 氏上 から け人は 点標なぞ 15 斯斯本 130 よらず、心に 收点 L そけるな - ]= たが違ったが違った ンる 如广共广

6. 地た」 in るだってい る m) 7 1. 11 無に位うだ。 到信 成七粒子 の扱

食いの 大智銀だび、数行行、数 行以外の紳士もが飛て、正見が來て、が開かれた。在 が が全でりか 0 力。 は、115 115 Zit 年をで こも多く来る くはいいい 前比 では、 では、 では、 では、 では、 では、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 它 を 獨身の下宿住事 獨一頭的 不利 逸! 取% 近加山岩 F 18%.

ウ

1

チ

を

政治

(7)

野邊へ

散与

策

111.0

大寶

き

+}-

ł.,

感え一世

見って

は

才

ラ

- M. F

島か

夜茶

立

料かる

理》 娘等

1)

居り横き

力。

居至

時也 鳥 個で分類ににく のは 遺<sup>は</sup>入事な 胸主 5 0 上えが、 事是 i, 引きない。 to F 0) 雨戸 何东 7 出 人先生 極美 満泉に 新光 ŋ 置73 父ち オレ を 下門 た日間 運 で、 風 庭 0 なる。在学 000 0) 置がは は 女家 な反映 邪影云 後卒業 口多 7 0) 行的 を造る 常 を築 な は カン 4. 0 礼 0 衰长 は一時 力。 気され 6 1-カン 離結 -かさら 如言 0 47 430 買いたくか ŋ 庭に れ カ 談話が な L 上市 て、 龙 0 で、おきなる 母を 討 れ ~C. 1-上げてアク 6 呼上 重 母代用" 弱。處と オレ た。急は松きに 問之 す な び は -) 7 孔言 清に L. \$ カン が地地 親常 -0 も父とは 共元 何い 出て高等 子山 启动 7 型は 大照 核影 0) の雪き 0 事を考べて居まり 父き 0 ٤ 盆栽 振 t=0 生 を去 夜よの た事 とは 教艺 自なっか 愉り いとを ٤ る が 时家 1) かっ 别 道到 意沙 だ らなばいがあるないである。 悪るの 降台 から を 無な を 見力 悪なく 0 ば 出" 礼 す 知し な - ---15 恵が合 した 武河 が 庭日 不言 って下れて 其章 てなら、 寄生 Tin, 食 と共 Fil の各個と 前宿谷 献かい た 学がはなった 0 0 0 分范 道な 堅力 事也 目 松きま 居を女子れ 儘き 形長 晚点 る 自以 を 石化 0 0

> 常島何等伊持まなっか の づ 私だ 0 \$ 修りで 6 0 力。 II \$ 人是 事心 生き ٤ 红 0 質に が 友人 を をな カン 四學 植产 酒道 动 大打 思点态 木 0 田"小 燗沈 李 有質 買か 135 本 様言に でを開き 不 1 家子 nj., 华等 7 身み居る た 肉 17 が と、ないとかの 屋中 ま. 杯に だ 颤 0 を見べなり 0 はさ は一飯で料料 オレ 其是 ず 1) 焚た 后中 はだ 10 0 悲" は私は激行 後二 悲惨だだ と云い 非でや かい 75 少さく 屋や な様意 福沙 L れ

-0

る。

更

ife.

仍北

こなる

0

ができる

ž

た

見る

郭

0) えし

な ば

4.

私 75.

Hx.

11E

れ

極ぎず

端完

接 は

t. 人是

私花

は

喜び

ま

す

彼常例は

樂行

0

る

遊れで 率なっろ

焼い

居るの

の妻を見て

دور 服.

0

ャ

を

春か

み

也

人

to

男き

連点

1+

B

的。

私名何言見な れ 善だで る 强 8) して 處さ な 社会被言 有官 HE ホ 15 本人とん は 様を 肉に 1 悲惨な 71:0 `` 其音 1 は を L 萬光 春日忍 良人 難先 幸能た。 見み はシ オレ 盛かり うって " 裏り 75 る 4, L 82 0 10 精芒連先 面的 何先 だけ ま な 米さの神殿を如りの mis す を めに茶を かい 記念 酒 でも 1= do を 度於 起 安急 よ 7 何 安 が 私た HE つ 家か 和なな TI 3 全元 6. 本元 て進れて 庭二 る な せ を < 11:50 は る ريعي 力》 护 去 常な愉 を \* \* オレ 縦と 京 ナミ 1) 東 人艺 知し 食! L 此一 0) た。 が 17 FiL 表 快会 爽? 卓尔 面。 た J) た 了 國計 は 4. 切 -0 な 形式 を見み 共 -) ~ 沙家 は 感覚し、感覚し、 來きて -返次為产 修 JĘ. 3 出设

> 事じる 泣な去さ かしは 酒品 を収許料 慰 お 分款 藉 U 何先の H ち 理り物湯 理智 op 事 ٤ TH から 此 係: 1) 11 今ま 出 \$L 8 ま ŧ 30 来さる でこそれであり 4 以后 で うう。 で次し 111 3 第言 來 租贷. 初時 カン 3 X) ら西洋です HE 質 本党料 愉 快的遊客門的 THE P 12 HE て一般の日本語

頭がた ま, 怎ら 新だん 鞭"お は語常 前ぶ 河市 禮热 In. 有る を だ 力。 本党 12 if 3 僕点 Hi 1) 君会 颖. 一技りが 11: = 酒がた 11 雜芸: 42 上之 0) 流 答 能力 ti 聞等 别时间 山えど 間 洋 は カン 1:4 12 通 L 1) 到污臭气

間章 1) 10 頭取大人 1132 7,5 女生 贫 1 03 BEI 溜定何等 を 4 みけ fi. け 力ら

君宗 訊行 0 父, 共产 す。 親, 0 は、 場ば を から を 飲の ま オレ る です か? <u>\_</u> ルル 影

有ない 1) ま 時人 麥門" 位為 红色 造" る やらで です。 大語 L た 事に

200

B

は 0

恐 75

45

d) 母は

母は

ž

航空

6.

何语

t

17

した

事是

4.

姿が、

無也

がは

自参小

1/1 れ

110

0)

4+

113-

侧心

生是

II.

15 1

すりは

郷い

ħι<sup>2</sup>

酒除は 0 口名 すま 不ら 慄然と 可加 L か ね。 思意 0 0 君家 居を 0 ま 0 私た す。 な 僕 家か 庭。 4. は \$ 日に 0 で 酒亭 は 日本酒だけ、 す す 平公 何先 が 初わ 失い。 包层 よらず せ 5 2 11 を嗅り IJ 礼。 どら 1/2 to 實際 少学 簡を は 丈だ 飲物 7

「何故 死 んだ 理り -0 を見る飯で 根以 雪 0 る 事是 カン を思 ٤, 味がいい 77 红 1117 直ぐ す カン カン 死 6 こす。 何度に 母は 酒漬ば 限空 0 事是 is をず カコ 思想 HE D

下落 3 ま -かい

都と維うし 私学 何当 風流を オレ 前 栽い ま (t 服鋭 盆に 教育を 或人は を L 學を たが 0 緒に、 な 館 だべ人人 知し 元 0 がか た漢學者漢詩人は大審院の判事で た · 秃頭 で、家は たやうで です 居る 主 の古道 1115 書信的 11 主 今世で 耐人其 毎点 屋や 0 帯さ は 植き木 3 れ L 休ました にま 初思 最も様等屋や 85

外に、一寸觸

0

ď,

破言

な書

黄き

意

か注意

切点

11-L

11

水水水

賞美さ

オレ

な

料性

THA

人艺

0

盆

我心

の手

入記

扶き 为

なし

B

時に

は

心思ない

何小

胩

料學

1

同意

L

行属 一変

かも

は

行

扱が

を見付出す

7

は

胜法 理り

is

11

店 様なに

-j-

カン 82

1)

居っだことも ら父 來て欠ち! 3 度との 赤はる 割りない。 破后 0 が 焚 釈な 御= (t 17 切方は 香氣 として 飲飲き 頓に 階し 離記 75 カン れ 度さ 好等に 人元素 7= 馬 6. 韦 ば 皮でず食物 丁度落 脱を作 川づ 扇か が 0 の属官や裁 0 た事 0 朝皇 ち 非改 話院 な せ 対常 相手派 が 6. 5 が な 前 からなり o 人上 寸 ts だ、 味品 あり 1) th 4. 吹呼けを 此湯 る , XJ ts 河南 IJ 食 程之小 小言を 共音 鹽は かつ まし 0 11 -6 買っ 此二 店がた 加办 燗き 置物物 相序 -C: 似な気を 0) 减艾 吸る た を 給 J.: 7=0 17 0 82 た清潔 鹽上 ¥, 喧声 11-6 書記 を から な カン 何? どら 時言 其程 す け、 6 無む カン 0 de į 0 論え 11 3 H 水学 6 カコ ず と見えて、 L 3 酒游 £ 45 思言 通言 に箸を 母性 人 時等 12 焼は を だ、 6 15 \$ 吳 此樣 女章 燗なる ŋ だ 15 は L て三 父は茶人の 位象 L" 時空 傍江 此 は 礼 は de III 5 飯点 過す 変と 0 0 以 0) を 8 かった事を 父は で到底 澤庵 聞き 2 15 州与 掛 ま 主 す 步 働作品 人い 利益 ナニ 11/32 -计 45 C 妙湾 清ル野さ 又ま 共和 無な る オレ 易 0 私智 自然と父に 外等交き程をしのが だと 其 なく ij 型"

近 たで 红 私だ

得之

15

0 口套

-6

す 15

0 60

殊に父

0

食事

前北北

す

が 65

猫き 摩を

様っ

ぢ

it 名なを

-

て了つた。

ははない

き

優さ

殆是

1.

膝に

枹 先等に

力

北

事項

が \$L 私

0

時等

L

利を

呼ぶ

到底子供

なぞろい

\$L

る

種

類記

0

数

たもの

11

た

6.

0)

で、

度之

膳を

並な

箸を

收

幼素

年記

から

少年と時

**希望**た

從記

對於

-}

る

親先變官

情

联2

72

思し 無知気な子 想言 カコ 此为 家 かい 麽. 境が過 激出 供管 カン 學》 よい 也活 から 校等 私 500 礼 00 進み ap 5 心 愆 な 1/2 か 1 流は 国分 突 先表示 滿 表合 0 1L 0 感想 MIT 讀さ 14 17:5 本元 を 愛 3 II; a

红

九

其

12

れて

上之 のは

無論

0

感ず

る程度

反法

父も

る

f 形型

161%

無

道なな

鬼

思喜

無為

カン

1-

カコ

£

知し

オレ

兎

帽き

眼的

だ

け

11

111-2

1 17

ą,

なく

居主

6

れ

0

は

夜よ

0

時

0

吾れくは 8

路傍

15

رجهد

---

な

情

から

宇

0

掛

1)

る

水差一

月七

を閉し

ち

cope

衣製の 絶た 0 0 傍に 上之若宏上之 えず を 0 は と切符 一被 入 下中で た人に で賣り と小銭 白粉 の変に L をべ 0 男が 勘定なった 大智 色はい 人と 學是 が ŋ を 6," 通岸 使か を 塗め 引って居っ 0 ン を 7 废ど 4. 然と 色模様 乳言 何彦 時等 鳴な 力。 700 大部 こそ 0 も

四度り 押記見欠て、寄物ぎ、 來きた。 を呼ぶ な う。 -C. が 往常來記 埋きの TI 世 0 当時で 男女 声を 何と 電がなっ 女は北京 外 U ば 夏な 0.) 力》 此三 が 00 任 には寄 -77 帶に つい Ł かのける Ha 糖素を記 共 彼紫方 插 刻で ホ 景気 一動寫真 1 5 限党 た 幕 た ル カン 0) カン 種では 八 0 is 礼 0) い女の合唱も 京北京 作べる。 調を 次は第二 時心 11 ¥, 何 を往り来の ti. 此是 處 办。 時也 物音 が際間 なく ti 1 斑克 ま 所って かい カン -(: 8 川登が 初の ると見え The 志 時 聞言 do 響いき たる。 見" まり行いの 過 るの 如言 15:0 心さま 容さ H. 州推 1) < 世

5 姓を中な 6 Ca 汗也 が直を手で ts を を 取さ 時也 商品 7 0 10 を 活る 洗 た 3 ありませれ 40 雇出 75 ば 煙管 は 草。 カン 東きのおれて活 で B 何办 服で IJ 3 进步 0 中京

文章 で を持たい を出た .. 者も真まっ 注:似ねさ 襯衣 を \_\_ は Z と 敷仲べ 分け でた んざ終 U も正確ない 居る乃物 ながら、 公的 た書は ち 11: 7 y 00 1:2 7 む 身を開 上をなだ 5 に般な が i. 1) 売が mlr, 緩和 能和 ٤ 6. から 3 0 4. 2 男書 轉5 虚だい 行い 北 下是 に関 か。 ま き 0 から ĿŽ 玄 \$0 前莲 奶 夜二 +3-~ 4. す 長 持楽 夢ら かで だだらか م E ご頭髪 岩沿 5 JA J.[24

カン

け

て

ふい (7) 処でか 乃。虚と に腹 ٤ 公 0) 6 寝! 這込む る 同景 主 だ者認 古七篇 は 事は 南雪 何底 京ない 間ま 4 0.) か だよ。 IJ 考へて 人が、 災す < だだ。 助店書法 居るだ ない 前き ye 世 135 から \$ 句意 下, 15: -) 4. 晚节 ふ相談 相美 々々女女 板光 水がが 00

するなま 希言 0 P 國色 が お 前 op ·F= さう f 金ば 孫き 婚ろ \$ カン IJ 新 " ds てでき 1,122 .6

酸なる百 百 76 7 が を ア。 大虚さ 行 知し拔ぬ -) オレ · Q = 7 前き 12 n 見》 7 達を え たな、朝日 de 見" 遊す 汗蓝 た 此處 様う た から [54] す 川風風 一定 米 1 加力 利 捨 金銭を 加。 カュ 2 界於 金を軽いる 0 坟 郎 奴当 K 鼻毛 持りの

成程是 處言に て 店が 書は、生き 力的 片覧 0 にはなに あり 何 He 7 處 E' 0 3 暑ち 許ら 別し 2 玄 らう 雅堂 6. 小!!! 寝れて -(1 は な オレ から 5 ょ た連門 3 戲 7 6, 外で 家の -) 0 分が中家は、は、は 110 7 رم مع 3 1 H 分办 を集つて 今けつ is **性き 8**4 施定 (X) 4t 話作 思想 をし 15 カン

i Fit

1)

夢り海子は何如こくの -C なり、歳されば て 居4 製物の 何處 |元|| 含 (2年) 追款 D 対ですれ ただき 照る た 4 た 物為 t 川あたり Š 水 ىمد で、 時 t 樓 間次 思想 作な " 加美 11.30 影 えて 17 ほ 4. 111-4 校告 他多 程度 T., 脆さ 15 自物 前先 た 12 版: 3 3 脱さ 屋中 雑ぎ 至 しず ネ 42 限拿 彼方 途ら カュ Ţ litid. った脚門 -) な 思返 消<sup>き</sup> 此是 = 居る 腹影 え 7= なななな -}-別を -) 力。 現れれれ が出る 光二 電気を 1[12] 睡瓷 に自 不 行為 化: 思し

達がた

< 川富 ラ 0 とり 芝油 市し 讨 街点が 樣智 3 紐 來言 を 13 を 通過 育 -2 }\*\* 處き 男を 水东 ッ ば 夏の 6 海常児 陸り カン 41 る して ŋ 遊場場 3 づ 高架からか -0 0 其を 入な to 紅 建产 11 鐵い カン 0 が な -6 道ぎ 育 規き事を 話管 6. 弘 模型 Ł 0 カュ 合衆 れ を 生き を あ B -1-驚く F" 時 る。 は 間次 ソ 回! コ ブ 0) 港南 ほ ン 任 中等 n は 河蓝 草台 T. 1. ッ 1 12 -(1 を ク 大雅の 7 D 知し 行的 下名 奥ち き 1 九

見ずが中等で出でに るい多な種品の 氣章 132 2 大篇 凡皇事皇 酥丸 フトナ 人り 道等 共产 俗で HE を 氣步 0) E 見ず用き取り 地ちれ > Zit, る 礼法火 FILL 82 有る ٤ 0 (1) 程質 物制 7 رجيد 17 知っで が 場ば は ま 部で識り 俗意 上朝 想等 6 をす オレ ふ見世 歌ら 像き 新 理机 ほ 典点 聞知 0 +1 日复 L 其一 眼めら 曜な るが中部 俗 物為 燕 な れ な 驚かった ぞ 報等 0 る 雑さ -(" 15 和10 -(" 道等 雅古なから 場 睛は 17 類 す は見りが見り、後上 れ 真な 記書 3 は 幾く限等 十 リ 事を男を 111-4 Ĭ, 電る 界心

-(

の質

カン

8

驚き

き

間がな がよるれ を収る 同様、 0) 0 照、燈等 事是中原 有南 1 **行悲** 11 0 113% 7 轉えが た 物為 ٤ ば る TS 院法の Ł でい HE 珍 Zy, d, B 上海なか 夏等知しふ 本學 1 -0 王を奥な L 前り 勝負氣 オレ 名なニ 主 3 此三 -12 過す 數計 轉 で 0) Ţ 継い 0 3 0 p 知し 7 城岩 王皇 日露戦 店登 な 0 オレ イ 0) 光》 Jal 7 轉点 を が 4 ラ 樓るが で、 望で 職党 村は 運え L 居る 開か 曙层 何いよく to. が、 iz 0, F\* がい 店登以の 射場的学 印数 飾掌 ď, 高額の 後 第だ ば 0) 如言 域污 金次 は 0 低人 か る遊び 日的 正生 暦言 博えが 计 0) び物語 えたなた 帯な 繁泛 カ・

苦くう 中家年裝 カン 死し あ 郭色加 11 [74] 其子 切为 5 L Ti --用比美 Lit -hi ٤ あ ぶい カン -Lil 有らら たいい in 下 ひ カン オレ 為し成な 人気 上えば、 的 雇工 83 4 句 年がまる。 る II & 此二 れ 事 主人と 人》 破 بار 1 20 0 為虚 一個を 落っ 小意 13 7 日宝 月? 11 オレ 緒公 放"云" 土彩 IJ 容 為よ 3. 鄉意 が を カ が カ、 7/2 HE 轉 ※さて 0) 本人 5 7 U ~ HE 7 II 本元 何なに 五章 共: 700 It 親方ら 14:00 0 <del>人</del>t 3 17:00 3. 0 散えれば人と 答記: 北北 た X. 1/2:

がき 0 な 6 世上 5 0 0 修 中分 腹色 I, を 渡 程 度と + 無也 外か 連想 職 中艺 者、其 C1 まり 無り第二 1= 鎧て 火ル 砲ぎ 败 親方に

さう 主張の 構な え。 自門田東 吳く 痕剂 数学と 112 0) 心力 00 th 75 分流高量 は 泊蓝 44 カン y. が IJ 公 3. ŋ には 共 E 0) か 出したは オル 75 0 ٠,٤., 外思 歐温の は ľ 外 4 概 分が の声音 た。 る。 - [--٤ 11 だ。 -0 11:2 118 喰 排汽 ガ た 渡票 用三 だ 事 ま 湖岩 y. る 來 旅役 声 カン 1) 給意 前 度と fî. 心 給意 飯い 11. カト -用品 0 な 唯当 0 HITE 何德 +, を爲 身及 1-4. る 1) 企是世 起き رعهد 玉藤 **启**译成本 Fin, -.C. d た 交 -> 働 ま, 切中中京和

的手屋\*ある場が根ねつ 頃るのない。 [ri] 根ねに 店 Ľ 様っ 沙 0 分光 照。夏季 る 顶<sup>\*</sup> 见为 排 雇や 輝心 0) 15.70 夕き物等 を で 門岩 先等に 陽常 存 大型 12 12 奶奶 は 助 内がない 孤言 7 が 居るる たい  $[\hat{\alpha}]_m^{j_n}$ 行 ٤ TS 111-++ 界心此 たった 見み 侧流人 を 方ち 广 B Kin Harris Ht 验 2012 から E 中分子 を 大語 元!! から 感が 中版 0 -70 計造 向办 -字 0) 場は 沈 ts. 女祭 オン J 稀土時 き カン 12 ヤ オレ 看物 174 2 1/270 大哥 115 朩 -0 行学 井上 11: 大学 他广 た 仰沙 物的 過す 立 松 排心 12 おきく 老为 别为 枚公

<

な

る

5 B IJ 7 × IJ カ 水た 0) ちゃ 無えか

一今頃行つて見ろ。怪しいが縁場にやまだ人が居るのか知 「見ろ! からして居たつて爲様がねえ。ぶらりへ 砂点 奴等等 11 海る の対 い奴が彼方にもいか知ら。 って行い 0 たぜ 北方に He 0 掛办 遊

つまら 何在然 、海の風はな ない岡焼をす のから毎晩を出せれる る 夜明 - 5

けて

魔

して遣れ

0 ぢ カン 不も絲瓜 ア、例か た南京街へ落ちて行からや の公達は的の 0 B 通信り、 る のない海邊よ 何思 加 虚か -0 海を明 1) 力》 かけて了ふ 矢張行

さし 0 連なす なれ 生は一つ残らず消えて了つたが、まだ明けきと云つて、何處へも外に行く 處がない。と云つて、何處へも外に行く 處がない。 は二組みに対しいから 出て た。自分は一人取残さ 分れた。一組は海水浴場 かい で居る 電車の停車場 たも 0 方は

星には、 12 前发 一般はれて居る。明日はまた驚く程漢暑。 復は云ひ難い陰鬱な色をして、一帶に 兆っで

分と同じ位な者い書生風の男が葉巻を口に銜が、炭 くらるないと言言。をこは書いるにの方へ出て行つた連中の一人であるらしい。自いまってい ٤ て立た 、呼ぶ聲にはつと額を上げて、 と 思い間もな 立って居る 下上 跨! 踞が んだま 自分は りて見ると、誰や 思はず 先程海 らみから

近慕

出すら 云いるが、 どう しく東巻を日に銜へ直した。イフに馴れない方だね。と云つ F L 自也 たんだ。 分が れない方だね。とぶつて何か思うな。 みない だれい おはまだ此う 髪ねる 0 なら路 0 中に彩 心をい から あり

つて態とらしく 一相變らず 一批なは 何里 **す淫賣だのえたいの** らしく眼を擦る。 らし 」と自分は少し の知し オレ 北京 る 気食 ない 女を捜 11/2 \* L 声

居る

ち

だね、根 北京 だらう。 に躊躇んだが、近く自分の敵を打盹め如何にも疲れたと云ふ様に自分の心形いてゐるのさ。 10 オン オレ 1 0,) 生活は随分隆落 めて、「どう 傍話 同整 じ様ち

カシ 一根は何時のない 何い時で アメ ず ŋ 唯一記 カ く微笑んだ。 5

長額

65

だっ

「三年ば、 返か ī 年の冬で丁度五年だ。 か ŋ 15 なる。 相等 61 夢見たやうだな。 ī 110 分文 は問 5

> 何處 カン か學校へ行 -) て 時で る か。尤も今は夏で

國際に 國から學費を貰つて居たんだに強つて居たっけ。尤もその一さうさ。來た初め二年ばか一さらせる。 水に初め二年ばか一さらせる。 水に初め二年ばか おや、君は無貧力の苦學生と云ふんでいから學費を貰つて居たんだ。一 0 10. 時に IJ 分がに 1t 7 やア、僕 オレ -\$ 1 JE. KES 4I

んだね. ょ。 から見えて と淋漓 にく笑ふ。 も、家 錦か 1L ば 若旦那さまの方

て居るが、其れ うで、夏 F) 容貌は、玄關番、食客、 1) が カン 高等學校で 注意す 弱 成程其の笑ふ口許、見詰 チャ 金と時間の掛つた遊戯や體育で 6. い優しい 選次 米 れば直ぐ分る。 t ツの納をま い處がある。身體は如何にも丈夫さして來た他の青年とは違って、何處 れ も労働で錬 學校 、要僕と云ふ様な 幾次 感の上げたのとは、 らた腕さ 知1-る日許 オレ 以前に は カュ こも大きな しく肥え 境が 開門 具

が 東京は二年試験を な 6. (1):か? 然と ら、三世界に金澤 直に混校され たが 版於 目的 رم

-)

と 遺が仕い方常

夜見世物小屋で怒鳴つたりやみせるとな て來るの はキャッくと 今初めて身まし るん だだよ。 氣き と云ふ様 ま 塵も聞える。何 節ったりして居た 7 0 作気を収 な 女人 で吸ひに れの比り

掛かあん かの怪しい女どもが戯れ騒ぐ笑ひ夢の途切り一ツ消えて行く星の光を打目戍つて居る 響であらう。自分は大野であらう。自分は大野である 踏み 切事か 深く心の底へと突入るやうに思はれた。見るといると、のなど、のなど、のがしい疲れた波の音はなる。在 凱撒樂の後、この淋しい疲れた波の音はない。 く弱れ 弘 れては又聞える なく灰色に色褪めた夏の夜の 批 をいて來る――何と云ふ疲れた物淋しい。 ない風と共に雨のやうな静な岸打つ波のない風と共に雨のやうな静な岸打つ波 に念し れの度 る のさへ、窓にはあるが世には は大方夜明 い海水浴場の かと、何か不思議ない て來るの 目めの 前を過ぎる女の りしに馴れぬる の方からは、何 C 際の途切れ途 謎をで 身の甚 值拉

席也 「相手によら」 角だ いくら 出る女が大勢來で飲んで居ら 0 洒屋へ行 だい? つて見ようや。 二那位で上るのか。」 は 每晚

働さ やり 支那街つてぶっ 行った方が安く行く これから二郎も -6 Ĺ あ 居る た目の黒 3 世。リ 2, きつが ジュ ばあ 取ら Ł 5 所 -} > 1) ヤー・知つ -----の酒 ホ る 1 位系 僧屋に來て飲んで居 ールの踊り場へ來て 一番に居 なら、矢張支那 て居るだら IF っち 街

るか 日本人 「彼奴アも J. 知 カン オレ もう男が付いて居るかれれた。一 200 駄目

た様になって 「うむ。 お義理一 出たし 女房だって、娘だって、な やア 万公の 居るん " ク B IJ シに居る 0 む 20 無えか。」 る る手品使ひ 事 は 無え。 の女房見

だぜ つさら アメ 北 な IJ 好す ٤ カ き 通に・・・ 限っ 办言 なは文を云ふな どうし 事 7 3 だ。日本人だか 40 え。 此 處 本人ならも は 7 ら惚れ IJ

い、どうするんだい。何

時ま

立结

をして

HI-

け

3

Hie

掛か

が飛っ is ち 服务 6

心細いすが ーま 415 から ある 1.1 , · 新言 共产 て、から 0) 中意に ねえゃ 形態

此。の一個 一公園 から見て なんぞうろ を除る る ΠĮ,, て巡査に揺ま HE

が行 産を き じ過ぎなが り時絶えず歩いて居る怪 を注 掛け ら、日本人と見て戲ひ半分へ し気な女の

お 1111 さくない でなすつ

夏雪 痩せて居るちゃ無え だ かい

見多り た。残つ 連続す 後を な の二三人が った人数は けて見ろ 共一の 仰, 何にも面白さうに 虚女の後を に其の方を

合とぶふも 「太平洋と云ふ大海 のだ。何な も乃公達だっ があるんで、先づ 初岸 初ッから怎に住

何處へ行くんだ。最う夜が

が明け

るぜ

の公でもう金引

替に

遊んで居たつ

くだら

為し

様う

0

無位

え

奴二

外等だ。

國

で親兄弟が

即今

6.

thy, の金ま行の然がし が L 取と 行い 時等は 向京 な 5 ŋ 社 It 3 下的 何と ば L 0 女艺云 0 5 日宝 は Peritic 同等 20 Z, た 造る 様さ ŋ 2. 0 F. 一家領 2 石 0 à, 素公を 消す はア 先章 III Va -f-T, 弗にに 返えず × 6. 云い fam ij Ci 琴 O) 働されたら かい ね カン カ 分が だ 7 様さ 事 行い な 思言 通言 15 那片 廣 た家語 6. 8 L した。 來た。 告言 7 0 か 200 東京の le を ~ 出だ 其一給意

1)

家まな が 然か 1.t. 辛り 所得 謂響 が な 1110 坊門 X500 ち た سطو ね W 0 育元 學が費 ち 0 を 身子 送さ 分元 る だ 位完 0

一人所 J. ん育 7 知し ち 怎ら か p 成な カン K 6 云 は 塗る 反抗 3. た 認がだ。 息 而包 3 と云い 自身 液生 そ辛り 先き 明的 ·3. 15 0 つ B 抱き 僕 為し が K が 0 家加 君ま出で 有あ 庭、 來た 4. K 3 事也 カュ 11 ょ 情物 分別のだ U 話は だ だ。 ¥6 3 が な 坊 辛にあっちゃ な 60 力

親帮 學於父 3 點で 者中親: 7 非 は 何色 納 0 打了 土 を す 處 居ら が 院兒 な 心 0 te 會 校長。 Ł 3 云小 的意 を 0 4 可い個でて 人と居る 6. 位。的手 ts " 15 人気もに僕男 物が殆たの

15

交も

様な法

程

大-\*\*

學

Ħ

义是

る

野生

任步

田

귤

僕等

cz

家心

を

織べ

用建立 3 5

カン

ŧ)

-j-

家意

推谎

親比

來气

僕子

附作

だ

11"

分流

意心 書上

地方

氣

6.I

门道 が 自じ掛りね W 7 分が 1. H 外か かい け 問と 水っ 60 ま 處き僕の 清意 主 掛か は カン ij 餘空 It 完 6 t 1) 府本 全が 魚き 健生 5 败: 過力 上 全 す 主 告 始也 家办 3 do 0 庭。 た 手での 云"物》 育気ふ 事 だ。 部是 -:(" 0 は 制芯 却办 が なた あ 0 し 7 8 る **三五か** ロロた 思をか

7/2 16 居る

7

皆な

から

先等

ラ

ル

F

新

聞之

新上

だ

何能同意無父気のか様さはは 先対近党を生 だ。 6 L 生艺 然 君意け 6 上之 はは今年 非のか 様さ 10 カン 0 角でき 如片 社 だと 衫 時 の頃 程修 等き 何 者为 書は 鹿か た な 粉 名な勉定 小堂 110 物马 人艺 々 は な 0 る 4 極-物が が 前点 分を 0 カン 大 强 見ら 111-2 弘 譚な -[-事に が 世とい 此なな 迎さ で、 を 幼芸少 だ 1 ¥, 111.5 加几 父と 人怎 間 來\*む たと 1 p 關 オレ B 何心 カン 佐大人 5 時等 虚 知し 思蒙 何艺 刻 n 12 時つ た "C らほう なく な 型, 時 12:30 見み 事是 本 だ 7) 12 Z 7 7 分 た。 0 人 かい 1 なく 親認 通生 たよ。 1 かい さり 根家も 人皇 君はば 家 Z 通信 ŋ た。 13 3 る 質 耳引 壮 許予 れ 6 カン 北京 10 100 オレ 徐よ 判以 僕 ば t 4. 1.1 ŋ た L 程的 L は 0 0 知し 0 を 3 事程 何い 7 6 落っ 書はれな 吹 其を 3 自しか 名な 0 名前位は 塾 無むは 大きがあっ 居ね こえら 第たの 然党 雅, から 知し カン た 無流ない 頃 らきま 3. 6 apo ' 僕 6, 75 る 先法 力》 to 4. 云いば

-(i 校等 カッ 3 3 時也 注意 れ 東 る。 意心 -0 書き 统 は が 熱力 迎き 心光 -) 父親なる 題 居為 *†*= 0) 7. 復 想人 智 第だ 聖 Z. 訓言 4 用北 ない。 親慧 カュ

気が水 て了は 心部 ケ 中意 処心 3 來出 E 居るた 0 敷 で 堪德 僕等 如一 0) J. あ 書をから 愛店 何。 挫役な 0 は 0 父言 顽; 夫し 第点 けて了 た な は 6 思想 7 カン 家草 難じ 2 是なな た 居る とだと lule, だと 17 I, 進士 書上 力だち 睛 6. 11 子: 關和 氣音 -6 此 あり 子 事浸 オレ -) 自住 0 れ 丁供がに ま 供電 た がい なく、 なぞに 75 1) 其 付 心に 樣 南 易 様き 外を 100 0 學學 FIL 夜 顔きを 後亡 す 7 11º 自当 X, 見み 1) 初日 6. 分龙 晚 か 地 分花 僕? 用 8 75 7 週間 學等 粉 11 Fi ルゴ 自 B 心人 オレ 間为 部 thát る ば 勉公 11 を 4 屋門 计 増々 腐ら 明是 無 が辛く Ilt; 學 U 接 It 府是

It まる かい 級意 退た変 出での 時に病氣 が 出。 3 本なな 12 0 とるか 落門 第四 0 25 共さ 其そ 

一直ぐぢやない。退校されてから、二其れでアメリカへ來たんだね。」

の間に費えた。」
の間に費えた。」
の間に費えた。」
の間に費えた。」
の間に費えた。」
の間に費えた。」
の間に費えた。」
の間に費えた。」
の間に費えた。」

11.150 2 1835

母は 親等 け 0 な 12 过在 0 0 父親は .C. 到穹 松 頭き 米心 國 其を 0 儘き 15

「近ぐニューヨークへ來たのか。」

**∰€** 0) 失 自じ Ŋ 分元 は 何なに は ŋ 隨 易 分勉强 無な 其を 5 駄口 礼 L 又退校 つて 思っつ 劣つて居る 學校から 学校の入學試験につて何も根か 何も IJ 强氧 わ 根かか け

さうとも

「マサチューセッツの學校がや三人居た日本人

の中で、鬼に角僕が語學ちや一を占めた位だっ

「中途で止して了つた。」「卒業しないのか。」

さら 始 5 ま In ば其列 様も 僕には L いぢ 又是 0 後悔 do 然し今更後 Li 4,

位を貰 別が自じはに、分がも 化 方於 大
に は 0 がる たり 彼如 な 度と書物ない リ肩書がのお 0 あ 顏的 奴智 だと思 を 0 あ る譯が Ĺ ,i. 80 は手に 7=0 50 de L 然是 身気は 0 4' かい 僕は 一生活 僕 12 此是學

快点様を 或る だか 意味 から Z ば、 或 た IJ は す 居る さら 方特が かっ 結け 知し ij 局に れ カ2

24 水水な 學艺 を が 利り 校 加き 道は 入い Ope 15 た事だつ 無為 って 15 和三 9 育! カッ るら二 見り物 實 カン 學於 年势 弱 日必 出で 0 0 ζ. 7 夏花 12 き た 事 今日本の学で 0 だいは、できるでは、できない。

> 髪ねら しくな が つて 力》 が 明章 最ら は 行。 國心 日上 る。 許是 相 75 0 町から念が 事 を食い ぢ が カコ 様な気が な 來な から 0 を た す 越門 何方だ 知し カ・ 何言 ⊅> 無常 下宿代 IJ 自也 即於 來 がは其事を終れる。 3 \* 7= 校生 创 カ・ が 3

中下宿 洋な人 成な 別なる だ送金 ピッ無tb 理り 0 7 L 家か を得な 65 庭、 - E IJ 力が 勘定 届か 駄だ 力 奉公に行 配日だ。 サブ 200 0 爲 カン 樣 何とか手段 支 す 友生 僕は から L 測片 間も 8 残 和談相手 0 べつて居る 校をおった ~ 0 待 **遂**? HE 15 本党 決 は 金竹 何度に たが 0 此 1L

「ハウス、ウオークだね

ふ手合 初はめ は さら 分款 となった 思をつ 宿屋に 每意 か成な 日生 ŋ つて居るか 語など カ・ 來中 L 連 る 中等 無作中意 11 さささら 15 大概様 続け 加上 無性分が

年年此う云ふ夏場を目付けて轉付いて歩いてるんだ。」

居る

日中

7

常に苦悶の顔 色を示し 想、どうする したが る 彼乳 どら 9 は 易 遂記 ŋ る だ 恁ら 办 ね こと非り 叫诗

去<sup>さ</sup> を動き を 胸中 く、飲む、食ふ、女を買ふ。 的 K をして居るん しようと 0 る脳力もなく 苦し みに堪へ 一努めて居るんだ。 考於 だ。 うの 75 な ねかし 自じ い為た つ 日分なが て了か が へと行って了 して、自分を置 めに あ 1 な様にと、 僕は 6 玄 ら自分 -身體 0

閉込め 閃 の加日が えず其光を伏拜んだの れた魔窟から救ひ出さ い光で 見る 元世物 の塔 あ で 6 とう。 0 上之 た 自也 p 分流 輝き初い な気き は一

主

(明治四十年五月)

市俄古の二日

三月十六日――市俄古見物に行からと定めた

居る。子供 芝の現れ来 た低い様は た子のつ は大変かた を を、 0 たけ 三日降 と思浮べ 恐喜 丁供や娘が いた毛絲の 年より と がけて了つ い毛皮の外套は、 水きた 供電 から 靴ら りと 久<sup>v</sup>e し ٤ でなくとも、人家の庭や 大きな車輪の馬車となり、 は大髪え 、誰でも自然と雀躍せずたのを眺めては、程なったのを いた雨に去年 心の頭巾が の踵に踏み鳴らし 雪きの 洗出され V 変つて居る。 た。天氣は 下に一冬を を記念 0 眠智 ŋ, 軽い雨着と れ ŋ カン 云い 、 米の上を滑つて居い雨着と變つた。 房となり、その馭者 为> 雪さの 村で降か セ を送った去年の青を送った去年の青 なく 一種らず量 つい走廻 3 上を滑さ ず 水をなるべるでき ۴ 班! がの歩道 居た雪 って居る つ の様子 き春ち つて れ

停います 提達 木 my 時也 午前だ ウ 0 カ 少さ 電車に飛び乗 九時 町書 13 7 にきない を離接 支皮を 到智 グウ市し 半党 正 陵かの する 一の汽車に間に \$ から と直様波った べり、 間影 市 や、真黒に冬枯 事で 代 古 下上町 に合ふ ま 0 町売り -0 3 やら、 は ite 凡学 ガ゜ れ の四世を過ずる 車件 そ 中央線 て居る 百門、正 7 力 居ねる る

で露西亞小説中の水が腐つ 鹿子斑の雪の 沿芒 5 7 の鉄気の つた棚を押崩 る 分が 様な景 社 すさまなぞ、 0 小龙 カン 四地に残る 5 れ 派な

鳴き閉を然かる して 1 0 過ぎ れ 飛廻る 40 湖と 街等 デ 廻るのを眺め 水ま ア が か増え、軈てミ 想等 0 面は曇つ ナ州に 這入る B ふ大震 れ る る た ば きな 3/ 0 ガ 0 と共に蒙々 製造場場 ŋ  $\mathcal{V}$ 湖、 色を幾度も目 見みぬ 0 呼ばとり 北京 たる 出で 霧に まる る。

市中に入り、 ムから L た。 0 < 午後の 室を占めた世 續で なく汽車は湖水に沿ひ 、階段を上つて 1 時半頃な 、せら リノイ 料理店に這入つ ス 待合き へ中央線 0 7 ながら、 の停車場 15 入り、 市 俄古 其名 フォ でに落く 0

居る中には 0 方は自 ダ は二定 他の食堂で 1 つった 45 カン 不思思し 一云つて、 區別し 0 あ る。 早く立食ひ 7 するとに残の 立金の た食卓と椅子が置 ある。一つは **州龍な扮法**ながら がは時間 \$ なく ラ 装の婦と いて チ・カ < 3 16 あ

思蒙 は父を 0 ど気き 又表 Zaha ilix 僕には は カン B カン れ 駄だ . る 成な 日め 7 事を だ が 7 來《見み 2 る た 譯む は ٤ 自じも \$ 分范 TS とた の質力に 4 思想 10

紙祭 カ もる事を は ぢ 事でで 退た 0 To 年亡 に成功 無流 3 を 僕 て成な 3 礼 月文 供電 は 7 僕 れ ح 自也 0 を から は ば 時に感じ 分差 次は一次には 關脖 な 20 才言 111-12 0 4. まし 0 な能が 白やと 矢心さ 間以 1 に氣き 様に 7 2 異なば、 事で入學し 0 何德 南 \$ 事是 てるの 大震 六 \$ は 知し ŀ た學が 12 カン 6 なる。 知し ∃ ば 7 な 折々父の一 果結 父は 譯 Es 句、 に高等等を変 で、 子 1 ح 供着 何心出で 出でなる。様な 自じ X れ 心であ 時つ 分がほ 手でリ

功言の 3-3 死 闘る カン 5 Tal's 中絶 が 延先 して了き 望の最中ま け 5 親を うた が 為ため 何先 \* 無な 版一の it 鄉 想像 だら Liv. 社 ふ、関わ 勝手次の 50 Lit's 錦り 何您 安克 は 是世非び を 10 Z' 時間 家記僕 ふ気 50 節へ · che N 成 る

眠器は

-}

る

ば

物的

を考へ 使完

随分極 寸 から奇

勞

れ

から、

-F

0)

す

た時と

を <

る

次き

間。

٤

食堂

0)

描言

除す

を

るん

ば 身合給証

it

々

L

妙

朝德

午3

晚先

腹色

々

食い

形

O

ts

- (

な

其色

0

代旗

ŋ ŋ 17

內

食然け

程性

増き FIL

7 なく た

愁は

る IJ

ま カン る

服等

を

小樣

妖光

様ち を の一等集を彼れ 働きれ はま を 李 IJ 相追 披記 君言 L オレ ウ だ ス、 12 ウ オ 下, 皿き

な

0

かりの 毫所な 情ると 売が 期の気 家子 7 11 た。 C 晩む 族が 苦 オレ る mis りかっ - Fals 君蒙 を 0 l. たかか 食堂でで 7 テ 下部 人注 廻は • い、情ないだ。 洗意 だ。 11 元 経は、 自しの ) 僕們 ŋ 12 つて 然光 は 7 はず 0) 食事 なく 食品 11/2 大陆 金き 週間 コ して 株され を 事にす あ 3 Ų, " ने हैं 恐し 園包 程學 る 0 が " こ風洗の TS 濟すだ 7 2 むづ 30 カン 気き 0 0 馴な カン L" 6. 婆に、 02 カン Ġ. む 飯や 相告 i, 主 カン 7 ŋ オレ 様ななさ L 春また 至 -) 小 ボ L 75 かっ III.§ る、随家 企ふ 小間使の女と問を洗び、地で 知し 1 4. 6. 力》 根性に 化儿 77 It 1 事 1) 瞪. 斯里 0 分がま 役出 だが MI 女とこ も ( ) 食 を洗って 40 下办 堂等時生 で な 境のあいからいろ 脈影い 物性質らめに 0)3 11 発しな 3/3

かりたが、 程度くを自己杯の面を拡発性を変える。 事にる 7 Ł 1,0) 门景錢 る 达= 他等 傍: Ð を 事を ¥, カン 泉に明 ・必然的 語 で喰い 相談 1) 様な気 有 って 共主 HE 36 IJ る 0) ye 前, 注 後等 4 遊 希信け 7 75 働: から 6 3 5 戲 為上 小三 城 - }-111 な 밙 -j-下げ 女主れ れて 0 だ。 から 3 1J 1317 儿》 又等 戲言 1) > 後草 4 女主惚 何差 な U.T. 业市 為了業 晚饭 E 3718 オレ 下的 女艺 第つ 女で、 H 腹片小多 for 何完

落むら 顔には 113 丁是 人に 0 6. 地で変なれた 就 15% 此行は ちて から ょ ~) 力污 無な 演はまべ (2) を な 礼 0 引等 小一次 1) 3 17 35 第言 四京 柱や 排品 ζ. Ł 11 0 寂儿 此 は以前に以前に 僕從妙若 方を変な 働之 0) 2 -) 415 法 動言 0 を VI けて 避びて 1) 物ご 15 靜場 北京 冬彦 畑県 く 中で 間差 利行 的音 カン 一苦痛 がかた。 4, 波等 本人 地方 0 境為 た 々 -}-0 旅行 夏等後等 過ぎん 海洋 礼 間準消費 定差 が 明。 ば 行中 え行 75 -}-カン · fjt J. 1) な 13. ていま 一次 電; 彩 家か J. を 深流 気さ 聞き - ) 松岩 [11] 5 オレ 70: 31 RER? £ 115 市上給禁中! 化 して 扶 7.

は

ぬば

カン

ŋ

K

石蓝版

0

7

は

其是

0

華気

驚

6

事美ならざるに となってきます。

た 中古智

古二

0

丈だけ、

暫らな 模。のが 様さが 取 は呼鈴 ね き 12 な高な ts 17 \$ か 階かの くとす 押さ 2 ŋ 凌カ 恣き 電話と のがで、 家公 自じ O 眺奈 めて そし 4. 0 0 女祭 眼め 自分に 外をに 0 を こ 0 三多 大学が 5 F 0 んず 往终来的 it 业 L 何您 0 0 戸が の課 0 ま -0 1 居る 3 開るバ 自也空言 る

摩室な L 0 ま 底 及 0) 愛がかっ る I 無な NX " 思を あ 3 7 は 7. 際は へきく 12 仰時 × 3 有 を 小作 IJ. 取と 6 浮がべ、 圓舊 力 ij 0 白岩 ŋ ぢ 處女特 0 日金 婦が人だ 報は あ 美な、 許と 衣 主 金させん 12 0 態を組みを 優き無む カン 氣

テ

宝片自じ 3 分为 は案内 0 ì 間点 L ら貴兄 さ \$6 11 上京 ま 7 介 間ま 出的社员 に通っ か 主 を 待まら 歸か 2 IJ 居e 本 ŋ せ 玄 N け れ た 0

の生活と 長椅っ 0 主まし な片手にか から聞 頂公 き は 私に是非、 輕 ス 0 頻性 テ :( ラ を す 押誓 は あ B 0 驚き 夢記 0 9 た 曲 樣等 الح しを 叫音 L 聞き

だ

が

75

Sp

カン

は 社 州号 寺 裁さ 人と で 判法 -0 知ち 0 所上 一人娘 ごと あ 0 **判**法 な 5 0 たジ ス テ 自己 I ラ 分流 1 を 人 ス 5 接ち 付が 0 未み 自じ L 分元 7 吳〈 0 が 妻 3 れ ガ 0)

途で後の合きを が変われる 居る気きなれたが一部である。 身放さず さし 自じが ٤ 仮な 底を ラ 分だ 學的 なく 合きは胡 電氣學校 0 ij, 8 合奏は、特々毎に二人のは胡弓が好きと云ふので 形岩 事是 た 見み を話法 0 すず 被說 49-彼か 技士 \$ ( は る 11 る つて to 9 師となり、 L 事を 加口 3/ 吳< 0 た た。 3 れ 工 Ł 居む 店る美しい ゥ 0 な た。 不 1 代信 7 初告 0 3. 么 2 め、 た 15 る ス 事と が ٤ B 頭湯 I. な 11 \* 云山 が洋琴が の愛情な 自じ夢め op 1 0 其その 旣 は おされる 力 7= 変に 10 机 分文 0 折々試み 7 度能 80 上きず、 は 室では て居る 0 -( 0 々く自 るないます て、互の を 真儿 贴货 曲きを ij 115 結なび あ 0 まる 吸る I を ヂ を が付け、 ŋ る。 分だに 台奏 H 1 を ソ f をなな 7 幾ないたの 4 ボ 心 L V 此二 ス 電が ス

7

0

1

を、 公言 んで 愉 私語 國營日告 C. 5 曜台 す H つく 二人し 0 母に 知い に連っ 真儿 月 月 日 日 6 ~ n す を記 立 0 0 0 して 姿だ 遊室 日星 贴牌 を 曜 X ば最っ出で 0) 0 7 た んび あ 掛か L 17 i 台.6 何怎 所々 撮と た 0 0

快

な記念帖

6

あ

此 は 調すの 0 はジ 自じ今年 0 B 石岩 真貨 信 テ ラ ソ It れ 説明 公言の 枚毎 は 光的 園 0 ij す 0 色的 湖三  $\exists$ 邊分 照で 肺羹 張う N 日的 影? 公八此 0 色岩 処なの れ れ 園 た場 15 は 7 彼ななま 0 輝かいや 所と 人员 は がなり 如いせ 0 ン大語は、此れ 何如 た あ 力 る な 此 分が

力

1

7

きく 最 お 新装 息 激量 を L 7 W 了」つ 回的 想 0 5 念たに 0 1 打 Z, ス た は n 其 様事と あ で、費兄 2

10 何答 也

たが 1:2 彼なす 響は自じが、少し 宝命 ま 行い 仕 開いて見い は突然安樂 分范 ほ 多 た 0 7 感觉 ななと自 F せて、 思な ま を 子寸 -分だ 3 ٤, から立た 聞書 0 える 代言 、刑害 V 様常 此二 ち、 寄子を指す の写真帖を 0 思黎國於樣等 红 0 な 少を軽を女 れ た。 と次言 が

自也 出 不多 分差 不らよう 西 は 不為 食 事论 内尔 を のが 濟ナ 都と ま 取主東於會 のい 0 廣公 自じつ 45 分がて 階段だ 困業 0 目がつ を 指すの F# ŋ 大学に 往宫 來

入5家口をは 7 居ね 俄 る 0) 古ずの 和数が 學が 下たや 自也 0 傍ば 分范 は ま は 手 0 者是 招き が 馬ば 何 だ。 事 て を 7 拉东 聞き人 を < 呼ぶ 変き び、待まをち

心に

遠至

753

0

あ

٤

は

0

知し

法は

同質に

B

に乗の停い場合 切き 便和のア 们性 利 を 居るに を のう 捕きる 思認 排法 出。 Ħ. 事を は -1-7 C 口台 れ 五方が直が日 質ら た 再売の 問為 ラ L 吳〈日 ッ た。 び停いを ŀ れ 停に 市に展示 フ た 車場 オ 場が 0 を独物に で、 1 反き取り -0 15 自じ下か n 分流 來〈 ŋ -1-10 居るは る は 合產播 汽き更多の 汽き 車をに 亚岩 世 き

年党

訪ら自じ中かし 始き戸と間ま待ま行ぶ かい ち 殿寺 ts 顧か < け みり 同時 三 輛 ŋ を 何ないる 0 供かり 再会 な 0 列岛 近党 V. 0 車を 商人ら 自ながのゴ ~ ず から 然 來 は 住す 自なので て、停い 閉を 席 2 ~ 10 4 居ね 開市車場 tr. 友とうじん 男を 3 T が 了是 0 居る友が多な ٤ 宿代 進た行うに 0 若なを 車な

は

可よの

自じれと 特 分范 た手で 道館 ね は 日に帳さを本義の言示が 本流に 李 カッだ 帽子 吳く 6 0 地ちれ 圖づ た 玄 供管 後 (" ま 取と 0 物あ 引擎出 を 0 が 教育 厚まっ -L 衣\*\* る 變" 心は 様さ をふい 0 15 中东 ٠١٠.

入い細葉

を

誰 からであ 上し少さに × IJ 0 0) L はま 挨さな 電馬 力 \$ 此 外台 驚き 11 0 は \$0 國后 國 ٤ 好寸 15 國人と た 11 - J.L 風言 來く 言葉 0 0 玄 -0 0 れ 男は す 25 す す ば あ が 取上 を カュ 0 告 自じ 和書 0 小 商人 分艺 10 de la る け 0 7 は X -C: - V V) 1) 如心 人 15 カ 丁郷な 何以 197 B で 最 な 0 は 其る 5 4. なのなの 樣 カン

世世後で貴喜 は 6. 力 10 で 自也 分范 は 司用章 去 返か -3-٤ 彼れ

汽きそう い行き出る重要の発 彼乳 界から がね 贵宏元 はらじ は 自 红 -0 斯、禮想 分流 \$ 五. 商品表 燈さ を 初意 --0 Z, 飛ば 8 八 丁蓉 五 U. ŋ 自 0 慢気に 0 手で 目が 五丁な事を で 處き 代信 な き取ら F. を 地步 出い事が場場 ٤ 6 - -~ 即な書かで 居る ば 低か 街吉 大張 ち 清っ 3 10 7 新花 あ 一丁歩い 生多 為 る。 ŋ た折り れ 放芒 見なば 自じ 自じ 聴が 鄉 分流 分が

> 様言る が 0 付っ 介書 B 便べたの 度がで、 敷さ 東京 なら 0) II 順には な L THE < 想會 0 0 人を向なが 别言 則言 0 3 IF. あ 其をはは れ 似: 7 土と数さ 番りる 数さ 地等る 地ちと 0 ٤ 福山 ふ 米1 地方風雪 利" 加" は 搜! TI 街書 0 市レル L 0 0 得えて 街点 右空 お居る世界の

分が雪を塗みつは、からに、こ を 0 3 様な場合では利敦 閉を自っなの it 分泛 着き 動意 カン 0 L IJ 独 11 心 安心 冬前 \$ 0) 5. 7: 大居のの 無な を は 好品 太にいたが 不順の 不必 対が感覚 雲。 L が は 0 か 道 道 で 0 W 15 光流次 た たがは 氣寸 第言 様き 11 5 ŧ < 套額になる を治治 々しか -15 を漏れ あり な 今至流流 幾と北京 S 0 毒態に 5 -1 6 オレ 居の様ち 重》出で 里苦しい事が で、今朝までは、行く \* 4, る 1= 現意層言 久さ な はを L 2 < ts 自也

廣學 は も、急は中は幾とば 建生場はあ ツ 少ながり 物きを 0 F." 15 越□ 8 から ウ 同意 90 0 U 町書市 かい を 7 石化 其儘 0 一片側ない 选: \* 日美 Ti 造 的音 1) 0 公言 右手公園 ---市5 は市の芝族内が形 0 餘上 11 年约 地を対答 15 年が発見を 大龍 は 11 方か 風力 た 1.12 思想 水 0 國之 出发货 テ 色岩 だ 博力 家中 0 L 覽兒 市》 ば 0 0 俄" 俄古大學 47 カン 此三 介5古 11 N 0 け 人 0 0) 部がば、 通证遗元居改

IJ

カ

本经

0

様さ

文學生

7

小萼

説き無むは

法は

律

は K

75

彼なな

0

題だ

目表

を數多

並な

批評

此こ風き 直様を 0 中央 惊 た 6 L 退点 所言 力 が け 7> 500 3 K に食事 請 殊に Ľ 2 は た は外國人の運び出 運ぜので、 内公 O 細された ٤ Ì 0 となって 婚多 れ はよ 人に る 取との 自じ 11 今ま 分え つを 待等 を

本党 在信 り × 居る然 白じの 0 李 分表 事员 apo IJ L 有もり が だと云 カ 何変で 3 は L 日にま 何"掛" 36 時つ 本党 好寸 能よ 4 け 此二 ば、 2 き 0 3 の質ら 丰 力 6 下がみ 最ら 寸 £ 口にか 早特 1 は 夢中で 本党 を は + 76 話を 綺麗れい 出い 人に 黑多 0 ग्रंऽ 杉 Ī 0 が 他た 茶さ ij -f-一人大大芸 なり ボ 15 す はシ 轉足 大語ッ ね。 -變心 ク 京 此に結合れん 私なられたお た き V 30 た。 主 日に御に成な だ ٤ 0 かっ 交流を たが、 かい 50

文が 7 te 3 0 ぢ 情に日にす を得て、 æ 小等 5 0 方特 婦S なぞも 人是 .... は 帽るか 御覧 見えるのかなく 15 な 0 答 ŋ ま す 6

機し十

會四

ナ

1

を

取と

五.

0

が

食事

運は

6

た

0)

で、

物ぎな

大寶

方がア

メ 様さ

リカ な優さ

人に

は

力。

7

る裏は

愁の

4.

作き

深まが

は 40 ル

0

趣是

はに適い

して

居を

6

82

0

6

あ

B

"

ゲ

ネ

フ

Ø

6.

面影が

かを見出

寸

事是

來主

出でデ

あ

る。

猫なれる

折令

雑言し

開智 此上

45

見る

け 0 付 其

5

々は

何故

力》

此二

の新大陸

0)

作家か

中专

١,

1

1 など

來

娘な

な

たは

18

通常 1) を

U な

か から N

0

6

す

台 田で仕じ始をり のどが片 モ 取と 春は 明日 朝餐は思ひ L 1 どんけませ 河南 ---卒業式 調み 見み 云い ŋ Q. グ る から 違い前数 を繰り K 3 には -の外界 冠が 3) がら が 客がない 36 返か 0 南 大學構 食すってル 戸と練り 1 3 乙 力 な れ ス を 5 が 6 0 内东 無むで 撫な 上之 3 す 0) г, 此二 あ から に置着 御二 C 3 7 鳴亦 見力 0 オレ 先が な際気 た。 0 2 70 カン デ 出。 取货 た 75 n 山空 女生徒 次 街盖 分 3 高加 0 3 行 册き 0 水 か 會な 思なつ 7 即は言 0) 1 った。 子心 本法は 此 9 3. は 12 -0

魂た

0

而了

覆ぐ 變分化的

なく

べ人とは

出。

來き

事品

8

な

單先

調ぎ 中海

極語

主

る

0 Ž

6

为

٤

B

まる な

人とは

L

7 1

難な

6

同芸苦くは

を

水学

事に感

厭 堪た

当

4

常に

繰りの

る

日記

る。 0

佛っ

脚で

西 11

0

Æ

1)

サ

此二

退たい

0 B

去等 ŋ は カン 折ちかいれ ì こ不多 0 た。 学 の婦人がない。 自分ががない。 オレ 東北 であったか 高い 高い であったか ì レッ þ 高ないこ 高説 がは實際ア 1 0 注意 三此 居る 程を 意 れ を 7 育の 位 1 7 K 拂は IJ 友家 0 カ メ は 力 B ŀ IJ 趣べた 味み事を 0 T. カ 文艺 FALM = ~ 1 0 を かい 有事ン 作を解れ無な 頭 5

得之

TI

V 云

を

風雪

0 紐

大た家か

0

作等

送が

3 0

を カコ

育

6

0

何号

学院居

れ

6

して

L

ま

た事をれ

0

1

た

行物

0

40

7 が

はが子もなるなが、大きなというない。 交勢同なはい 事じ歩にき T 5 9 車もの 件な的なの 云小 じ粉を 居わっ 7 5 居る。 題に 弘 の國気 國元 る  $\mathcal{Y}$ 汽きば軍を強い 3 知し 民烈 K 不少 B Z 民烈 を な 5 8 0 2. 75 ~ 繰り 5 は、開えを 五. 非四 2 It あ 程男や 返か 皆然 分分 常品 ば 7 ટ 3 なう 0 0 L 易 す 5 間党 + 十分位に停車 恐しる 持た ま 7 刻で カ>。 - P 珍鸟 3 0 女がなかな 時 流き 勝か リ 居ね B 人も 時也 6 0 間次級意 戦で利ち 早は彼れ等 に最多 は 3 だと・・・・ ず L に汽き 限が 0 甲な ば 6 な 15 人を銀行 乙利 事變 3/ 力 12 n 0 力 1) 事じ 不少 0 本 込んで 6 0 6 **=** 新聞を 事じ 6 -0 0 る 0 毎ま産れ 車を人と 子が 0 は た あ B 7 來《何》 件党 から 無な 事是 多花 7 あ 3 處 0 下片 要領を被抗 ららら、 \$ 然站 讀は 3. 0 0 町重 世世 外於 新聞がき L ス みあ 3 見かい の合い 世世 テ 界 知し 0 20 (245)

子ではかい窓を親常して 朧たる 事じ親常しの 15 2 自じ 70 行ゆく 0 老判事 面党 7 みた。 曲 電んとう 迫めら たら 國に は 動き 人との な教養は に論語 琴に向記 ら、色情狂者 15 さば 鏡山 自分だ 男の 演奏 若い二人 が婦か 福音より外には、 11 0 総人のジェ を掛か かった。 光的 幽空 何多 れ を手に がは窓 力 0 -C カン け に付立 存态 て來る。 15 た あ た程 同等 居る 濕し 人は自じ 6 ス 0 れ 男は、 350 にして居な 女是 する H 6 る事を ま 3 1 0 分流 た む。 あ ラ な禿頭の は あら 肩幅に 胡弓を の詩に あ 0 0 、人間自 長椅子に 家母親 ス 月かの 出で 幸雪 が 自然の然に、 来ないの 花装形装 の廣め 3 0 はしたない。 を つて來る、父 老判事、 を急に を合 取と 者はを ľ 所は 0 7 4 の笠着た朦り な いつて倚 背世 得是 は L あ 情に悖 る る 自也 して論 白髮 を此方 せて食 切当 い晩餐 TI カュ 出き カン な 7: 歩き間がの B ŋ 0

> 彼かをで 往來に氣を 今生情 等のの 特と子が 押ぎ 彼れは たい グ 内然 飛 乙 自じッド す ス 當市 演え アロに着 分范 何答 計以 愉りに 想なは が 7 80 を る 快ない 思想 ナ 坐ま やら 艺 す た 金が 迫業 は ٤ は 一軒沿 空間 如い何然 1 do ŋ る 儘 2 ね 0 何かに 俗を取となが ŀ で。 0 が な た た 4 かい を がら 7 が T 0 が デ 今度は れ自分はことを見る 告 居ね 九時じ を 幸か -な 然是 0 丰 足的語 げジ 先:\* L 娘 口名 施行 た 4 あ 3 突然立 と云 處き を き 省芸 な 3 100 14 エ 打つ 亞ア 3 x 15 子Ĺ 猶な 力》 吹与 1 素人下宿は 3. \* カン 1 から、自じ を踏 L 一節 ほ ヂッ た。 利 ち き 0 る 2 少と ス 虚なを 加 直 ٤ ス へと共に外 0 み始 人が大好 時 日分は 下宿屋に自じ に向ま 夜き との ス 7 老りま て、 は 男の かは家族 テ 早は つて 0 8 雲台 ラ つて、 طهد 意" 激品 素人下宿 味 步 0 0 分を 家に いた。 烈徒 御たりかた ま き J. を 樂が 感到 同等 エ で な、 資陰 し 繁 1 が 15 は

着き換か あ 下げ戸と どし V: 中まる。 瓦ガ 宿屋 斯 て 0 ス ~ 自じテ 燈き 3 は を消り静いか 分流 ラ x と云つ 番片 上 は此の 0 -1 家にと 24 寝ないの ス 等な表 7 家の細君に案内 は 0 を 別に B 立ちさ 别合 被を 上之 去 向下 K る 差さ 身を横へ 0 数量様等 自分がない 建た げ 0 たがたった。 3 變な 入り れて、 んは直衣服 同智 五. 戶E Ľ 事是 分分 貨間 様さは カュ 無な ほ 0

及

男

0 否然

K

身を 最ら地

投がげ

掛かけ

6

れ 0

82 た

子い が

どは様ち

胸む

が

7

一人は演奏

して

娘

は

樂器

を ٤

を試え

みた。

兩親は手を拍 で う

つて

び

そ L

喜きを

眠器なく 建物がが 往幸 K ٤ は 夜雪 ď, は 今はより Ö 0 な 直をはは 雲。の 入い 空台 から 0 汽車を 様さ 身は 微明 カン 杯ば げ に思々と見い 海流底 0) 15 10 見み 疲る は 15 路傍の 月音 え オレ 沈まに ガジ 枕上何の 分か 晋さ 0 2 行べく 2 1) 樹品 6 6 木で الله و れ copo 地步 物思ふ 3 為め TS 遊点 然上 かい 深新所等幸等 0 力。 6 · Cole . 高な 何是 45

つた安勢 見み種なる る。 輝いて 三月十 はに横っ 分が 寄よ 面党 0 は 誠を なは能 暴克 0 だ。 れ 9 1= 濕品 風 た て、 る動きいた 和影 居る。 哀さ く夢しと Ł 10 が 机 外を見 背点 李 to 居品目室 れ すなな 福を得 な人間 より間は眠りの一つ見ずに一夜 樹さ 衣服 たに る 15 0 まし 0 が行う れ 日のあ ope る 白がが ば を着き 見ざる 道意 5 B た が、 戸と Ch 0 0 を。 80 彼方 濡 換か 75 0 -( 11 た 生活 の最中さ 夜やを 上えた、 200 初世 机 あ 0 昨時 此方 なが 85 た は 過ぎ 往 0 7 八 来に 朝をい 勞 れ 力> は 時心 散克 此 0) 牧場 11 が がして L 見み カン 彻是 場の大 絶えず 風か 牛 3 水きた ラ 弘 居の打名 立たキ

自也

拂きち

ラ

10

0

た

0

.0

盛か

九

畤

0

80

と聞き

4

た朝盤

の食堂に下

りて行い

定差

る。 四上 K 人だづ 市 あったら 俄古 0 坐去 る 聞を讀 ~ 中等年光 형 小 0 の男が二人 形能 んで 0 食品 るる。 中央北京 番兒 端子 川川っ 置移 は 學がのであ て

自じ 分元 宿蒙 0 て居る M子の住居は炎暑の 8 の記 海系

物ぎ自じが 分方 は ì 此 尽 れ 1 2 ースは カ> で 會社 11 ガ IJ 大学工 商品。勤 通一 す 前 戸と 0 治三十八年三月 美ぴ 口言 が開かれて別れ 共 別認 E た。 ~ 工 見以

爲め 折貨 人となる 位高 ま -中が 杯は板、 を見み 市し 0 あ 波は म्रहें 作がを申 れ機能 るる。 促止場に 6 15 切ら で B 湖 育 あ 赴意 7 とる は 0 分艺 F11-80 验 市。 賣湯 切。 宋 、 6 t, る た。 Zil. HE 6 0 ま 建物物 3. 分差 波止場のなると横い fujà. 利" は なる 7/11 停車場 驚 群なが 到きを 6 喫 前き 付に 底的 立た 行 乘 0 街 切るとれるい 初き公言が って Ì を一番の段気 れ

た き

見み渡れ 6 を 折舍 丁ま吸さ 皮をり 日間了語 ても 總言室記事と 望を 煉热 人公 瓦影 とむ極く閑靜な山手で成し、東の方にはコロ ガリア音 む 死に スから 海出・ 食然は に焼け を 窓 0 東紅 から る勇氣 温む あ 室る 31 付っく 方だに 0 は など組育 東 山して來るの 西に が 側如 くいます。 < ts 0 Mまい。 子し。 方恕 貧民 Ŋ ま ~ 口 帯に が人の の市し ンビヤ ので、 あ 町美 居る ME ŋ 中意 カン ながら、 る。 朝物の 大だが 目め F,, 才 は遠は は を覺さ 汗をは 1 ソ 思報 ŀ 0 0 食草に 油あから 3 深刻 0) 河流位 Ī とな 82 位言 北京 ル Z カュ

前き等きの小さな明治をいったない。

明を罵った自べる此高樓大廈を

起き

得之

を

思想

少は時 高な

分がも を

忽な

ち偉い た事を

作大なる

る人類酸達

様滑稽な玩手

又差と

あ

5

動為

L

うじ

表典の

7

な意気地

なく見る

人間

が

雲がんでき

15

0

に得意たらど

ざるを得なくな

は定

とまら

分がの

の心の浅果か

米敢さを笑ふ

あ

のなりはなった。

何い

時

B

そ

周園

事也

情じゃう

ょ

ユ 近沈 1 ゼ 曜等 ル シ 返送子 3 ŀ なの 州片 6 大龍 3. 0 0 7 流之 シ は自じ \$ 云り 分を き 内然 1 ク カン とよぶ た

しさを慕

B

由等

ル な

ŀ 0

平心 ル

何智

絶ぎた

真なソ

和カーテ

n

0

ル

1 0 40 15 0

新教 日四 過ぎ

理り 1

から 自也

50

な

0 1

代於

と共を

0

0

事じ

行"此三

周されか

情にした

其を

時じの

が

呼喜

起む あ

摩え

外なら

82

例をつて

夏の

日で

寒む で、

を思

5

冬かの

夏なっ な

涼な

なく

いして居る

冬の寒

出い 0 地下鐵法 道 に乗 市に 言海水浴場に 北线端院

17

7

カン

を

ル

を誓 船岩 へ 割<sup>か</sup> 汽き 0 船せん 甲板 って違いうず 自じ 5 と落た ? (1) : 1i. 分が 馴な れて 15 0 上。 分なほ 居也 ŋ を どして 引四 あ ŋ どら き 所謂 調子 合かい やら 敏气 --過みな 捷な 5 を解と 道を造 一椅子を Mi ズ > た。 -) は 搜 永さく 平気な 出 群な 11: 5 到野 到野 此二 & 中語の

修品

右登の く見えるこ 上に往来 を往れ つ自じ 景はが き \_\_ 0 空話 港湾な ッ 巫^ 分范由含 が遺憾なく 11.2 1 方架 利物 手に 1) かぜ 10 鈴な 女师 頃 L 戦場ない 7 ル は 居る E シ 0) ハ 炒 7 限がながん 居る 像 を 市门 ŀ" る ts 差許 をば 來る 街 プ -6 0 ソ 上南 女のなんな あ n 市家  $\mathcal{V}$ 街を 河だを 唯禁 後だを 開たる げ 而是 ツ 衣服 0) して ク 港外遙か 1, 朓东 IJ 4 此の恐る ソ 汽车 6 が め 建た物 河が遠陸口を 船 れ 船が自由に其の下たったった。その方には世界 ははたいない。 が を 下意 花装園 自 ٥ して居るア 中心 の偉大 称なく 出等 0 として 驚く たる いて た。立た な 曳出 なる変変を変変を 0

7 \$ 明节 破影 ش 72 3 如こ 5 は れ 日 地平にも観り 0 13 82 事是 1. 地たて IJ とそ 0 を 6 此こか 來意 心 カ 同空 ~ 0 人光 前ま (?) あ が 3 變分化的 なく、 同意動為 0) た き 7 カン 如ご 物ぎ れ 李芸 き 勤定 Ľ 僧に き ば CVIS 見ないとこと 75 8 \$ は最もとと 家か車を引き 饑っな す れ 3 多 力智 E 80 幸福。事 た ....0 身みせ 同語李記 る 傾のう あ を 世上 \$ る 作艺 取と でいる は ľ 2 一と 0 B を 何彦 ŋ な 7 0 卷\* 空間 か の 知し 事品 食 n 0 ~ B 0 た 0 そ を求る居る それでは今けずに同語目で き 5 3 變な 者ると る を

75 かい ふ間ま 汽き は 前至 新上 事 業法 11 ユ 休学 最高の ) 川道 ま 7 P 席は 2 湖二 0) あ から 停でい 水ま 0 た がと 停公 車より 1) 0 車場で 立た 波等 を 際を走せ 0 着な へて吳 市》 俄カジ す 心持が 9 古工 de de 古りますっとはい 居る が 重點 す る 0 हंमा る 繁児の一 ٤ 何您 思意 3

合 居ね と構た きぎ か・ る 幾くす 車を 5 ば 溢まって 大智が は 力 たかんちゃう れの遺は出で遺は 数多 通量ン ŋ えて 15 八八日本 は 0 自 ts 何な る 石橋 悪き る。 動心 D れ 更 車 B 男生教管 空台 TE かい 此二 渡た 力によ 風力 + は 階が處し ブ 0 0 は 互ながれ から て行 月影 如言 以 ラ 上のち 0 肩なた。 常と 西巴 往里 フ を 即かと遺は 來し 見み渡れ 才 摩す ŋ

> 游学等 間み 男生 居ねつ 3 45 べる。 れ 上之 C. 力。 を すっと で し で で し 7 あ 10 る 0 ま ナデき る る 右言 0 古まて 0 C カン な 今望間。 オレ B 3 る i 0 大意此危 開る 如是 樣等 ¥, 等ら 4 通信 石橋を ない題の 0 0) 中恋 間影 見み 15 6 見み る 次人 建汽 元えなく n 0 中勿言 がい 塵まに か温を माडू 光包 な 15 T= 価むき 線艺 0 ح 数き動き烟 7

4

٤

正義人り是で 了新聞家の 直診加かを 分差の 中菜女祭 聞きがく 上 な る 0 h 思な に一なり が -0 居る 6 振竹 は 3 11:0 向むと、 本党の 自じ L. i. ひ、及びも L 代の思潮を 代だ 常 たい 6 分泛 暇まな 農民 念がも は は悲 工 恐 が矢の如うなく自分につ 1. む事を ~ は 土為 2 首府 觸で産ザく ス だん de la は ば 0 何先 東京 養りが 文明破打たれた 打 ٤ 驚くと 思想 起き を ~) た。 た 物ぎ 7 共電 カュ るにして 來き 者。同等 L たの時 - y 15

H Great た 0 0 City ---٤ 自己 分だ 15 質ら 問為 す る 5 L < 六分が

Ah! よら ジ 1= ズか x 1 C 方常 乙 nster. ス は 張け は あ 人 前党 面於 と自じ 变 4 0 0 能よ 分范 11 ガ ンテヴェ 2. 通信 通言に発 ŋ 怪物 何先 えた Ł 形结 ょ 容も 建を ŋ

外祭し

は餌気でいま 物影 ŀ,, ま 何在 市 ٤ だ を 少さ 俄" ふい 指語 成古で オレ 註文を 大吃時 1 商品に は \_\_ 何在 ~说 を ŀ t, 取肯 すり 引擎 る 紅 育 条例が から 7 Z 7 卞 6 ì 弘 卡 北京様な 3/ غ ャ Til. -( 門大津 12 1 吳くあ Z 3. き る。 フ 12 旅市 T. ۲ 館 商品 1 店员 12 ル

は

75

40

だ

か

3

111-17

界

でい

で

٤

る。どれの 大、養き 商品 ば 近点の F をおまな を 干的 < 0 3 中なの か 商店 あ を通り、城を を角だ エ Ŋ 服が務と 凭さ る ì -0 おき 其を Z. 2 -0 を み 山 小 に 云って 拔站 - [-0 ス 見物するの話 下を視い 近ちまます 八元 け 市場 0 物のながれていい は恐らく虚言で 如是 カン V HB る動物 ヴ < 拔站 事を -1:3 3 和なな様に 1 えて 様う り、磨きに -居るス 居さま などつ る。 テ ì 並た 所言で居る 乘の ŀ 自じ 通信 7 -) 分龙 な 7-7 ス る カン 日月月日 旅気だと 真为 ŀ 11 3 群分 --IJ 強心 階が集る 0 1

様差出で下か 下層の味が、最終される 建产 人分 もなな 物制 人名 は丁度 B 漸高 0 0 最高 まで がする 大龍 < 真事 上之 拇蓝 き 子天井かったが 指坎 ち 0 6 程は 石壁の る 0 0 様な ら 大智 かに 迎す E き さる 見かす 73 をおって 中人ろ 奇 行 居 る 11 光言なる 3 観光で 級 洞 0 雨雪 ! 居めで を は説き 脱電で

0

機き

敏に

無む

敬意を

0

る

虚ったぬ 樂なで、 3 我常 12 新等なりの 2 無む た人の心言 知為我 はなったるいなく、ナ は、見まれて 0 少をなった 82 の自じる ・ な服と複なき な服と複なき de 分だ 善さ 11 理り 想きい な、幸かを知ら 悪 女 を 天がなる。 知し 事员 北部 にら は る里で 0 -6 t 花は冬か の花等(暖を楽しくを楽しくを変んながから、 を唯た る あ る

から澤\*白岩 様な to は 北に変む 短が子に 身み 肩尖 薄菜 いたか 輕な い上衣の 5 しいるからなからいからながらながらいからながらいからからいからればいからいたがからないからいたがありますがある。 取と袖を形だ は二 ŋ 0 な 靴ら がのを見る 様さ が 変薬に 世、 ま なでも接り と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と からない と と からない と からない と からない 無な黒を大ななない。 の上が見り 光。真

ら、眼がる。 ば 自じ歩か カン 分言 ŋ は 西湾洋 曲章 75 婦人の肉體が 0 な靴を穿い 0 を排き妙きた なる 居る流 廣る に富んで 行 一の愛恋胸が あ

得や性に國行で 5 は 並等 あ なきにす る。 なは民党は 0 容貌も、 無な 0 が も 知れない。 ないと は の から 此の 数 の から 此の 数 の か の れない こ も は の の か の れない こ も は の か ら 此 の し い か ら 此 の し い か ら 此 の し い か ら 此 の し い か ら い か ら れ ない し い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら い か ら 彼常等 心ふ様に其こ 見る眼が選ぎ 身體 十人に 付記

は 7 3 IJ 1. パ 1 ク の海邊に 臨るむ 町書 0

になった。築 0 海る もの 軒なる 快的と 感染を 女なな 屋下 居る 現表を 女なな 女 で 居る も 東京 青い る空話杯ばのい

衣服を 散え其を地ち 光にのに 自じで (" たたかとき 7 小三 かります。大学に対象が、着が散え、 不多 皆な す を北は 識さす 月と 0) や家を階が をしている。 は人な 人も 大龍 夢波なる か 海家で の 居る 砂な

> 別る 15 海急 ガジ 売り オレ 7 居る る 譯的 6 易 な 0 K 様子 如片

何う

 $M_{\perp}^{\pm}$  Ø たはあらが暫ら 3 0 間ま ち 思付 不能 さら 15 四章 邊り 0

を

朓流

日岩 曜を来ば目号で Mst 日で國を職き居る子だ 3 日家 6 K は は だ 凡太土 カン での地に 5 1 遊らなる 恁る を 禁意宗とた。 例心 教学 0

上

闘り

係

カン

所言 0

~

IJ

イ

.

ク

8

0

6

あ ガジ

0 あ

て居る禁じた 此三 自分に話法 0 州岩 0 ながら馬車の或町に行り 見みや自す くと、 事を動む も車に 日号 あを曜る る 馳に 日四 ٤ 15 Mます は 子し事を を切さ は 船遊 p 許智 が

走せの大きないと 0) 出きたプ 電力 帆力 サ す 飛り び 乗のま h いが K で た明隆の東 5 1 を 肺药 再び 下著 を 公司を を 経を散え みる戻と 北江 みがぶ無 事に 歸か先輩 り刻で、

公言 國流 0 入り 日等 15 下的 車片 直 樣 三人 水龙 0

洋き彼な 上で 方に 代表 美 73 視し -C: 術は 打たれ B 0 此二 美で る。 要多 平民國 0 殊量 る。 術 0 塞 思し 0 10 美ぴて 自也 あ 銅像 家加 想き 分元 人とは る ŋ 像さ 所謂 像 力がらを 0 を得る は B を 0 記書 説明さ 此三 木 念教祭 更に 仰急 7 を思 開き 防空 0 ま 0 者で 7 温力は 銅り いて居 だな 葉は を 45 等き to 全き 0 望で K ツ あ ば から かた み 0 る 佛, 3 な 0 0 IJ あ は米國精神 ٤ が 銅のとうどう 1 陽 誰記 1 同等 7 7 沙茫た 西 とて 白っむ 時に、 船台 な 其そ 神歌 分流 よ は よ る 新大陸 K 0 ŋ ŋ は 事是 此二 种性 寄き B の保護域が 種品 る 11 He 0 設と 贈言 大き て、 を の感効 水章 0

へ事を 靈かある 幕に言 10 布 3 は 田だふ が は自分だ 250 水彩書 1/2 現意 L た嬉れ 鳴からめ は 1) 過ぎた折、 れは 久ひさ 州ら れ 分がは しお 6 0 红 そ 群花其老 L. おれぬ詩興かれる詩楽の村、 は落り、 いかの V 無な 0 が 0 間整 花裝 儘等 酸計 世也の 0 世よ カン 界な小き散き 山芝 0 0 Z 樂園が 批世 0 を 山きる を 巧をな 75 界心越 3 知し水素様等 催かなと カン 0 を オレ 驚き 0 集き ガ 奇き 3 た 勝り カュ 8 \$L ン ま が で漫に感 れ た 州岩 J. た 豫上 敬る そ そ ナ 0) 果樹園 れ 想き は 1 れて居る 等与

た程を

ゕ゚

ラ

湿け

反法

して

景色 n る が 遣か歌た モ ス 港生工 に動き ク より ŀ 常記 ラ 1 15 ッ 0 2 易 かさ はべ 博は 士を小さ 故學 ッ サ 2 3 ٤ ク 90 0 0 0 な 1 學が 3 和き 小芎 掛ける 2 ヴ 7 限常籍之 篇 1個子 } 大作 V 6 考なき *3*7 幾次た を れ 0 音樂よ は IJ 世 ŋ 玩力た 眼 ま 弘 才 弄3 でい ŋ を発記 " 物ぎ ŀ も も農力・製か は古代の ル N ゲ ts る がりの ネ て自じ居る分が フ 名曾

木や峯な波を

水志

8 は

茂ら

つって

居ね

る旅覧

0

松品

る明い

なが変

0)

日光

平線 だ。

上地

ぶ真

百岁

な雲の

水まん

うて進ん

82

ほ

沖芸

合きに

た

3

た青空に

満さび

を

載の

中

たたき

は

は

正書に

無也べ

無名詩なる

人艺

が 彼か

失ら 0  $\mathcal{V}$ 

詩

٤

d.

3.

ル

۲°

7

元

1

工 徳ん 岩。

3

ル

1

名なが

も無な祭

ダ

テ

神には

にて

書を

夕紫神

き

き村落で

0

景色は

可で一度を

15

沿さ

情は

オレ

0

12

TS

云

82

愉

な

快台

照

して、

雲も

1 75. も重氣に

なくのと 0

與表水等

って居る色、

見み

でではなっと

オースのない

かにつ

き

0 は オレ

水本帶流

牧場

0

\$

75

0

居ね

L

- 60

の一代に対地を

茂は

き薊

0 る

面党に

で 東京 で 東京 大名。場場 在ごて に に 汽车 Ŋ 作二部和 到方にし 後= は 小喜 V 音樂堂、 笛か た。 時じ 0 所出 堂等水等際に 過ま 狭芒 41 海北京 理り 帯ない 屋や 0 氏はなべ 玉場 場地 のう 地 など 波は は 公言 此世 から 圖念 場ば 樹 K 立た な 同祭 0 Ľ

花は合す鐵5合す樂を設ち 園5 ひ の う 椅かを を 明を垣ぎて 子 讀す の 沿流 道等 年党 0 玄 庭街 機に 讀よ LK ŋ 前き 居ねる の概に細に物場とい はなる を N 目表 並な て居る 10 0 的音 居る 到光 L 若な 0 < V 網床を 7 夫索·赫· 独恕い が 夏なっ って來るサ 0 シ 入春り 此二 0 を記 ~ 處 朩 IJ テ カン 1 L へらでんり 立ちな 若な場ば 8 身を ル 夏なっ Vi ながら から 緑海流 に居る小娘のおり野の花をから野の花を 車に ŋ 1 長茶人 野の 海で 货产 ク 乗の 別るに 樂な ٤, 花装 7 東き 到岸 0 気が縁になるなったなったなった L 居る ٤ 幾い手で 摘 ま 概念を引擎 口を美で にて安かり 木でで 時也 話か 0 立たの 間究陰智 ŋ

た

名は事にのタ

0

青常はのから 自じ春は無な風をある。 人とぬ 美世程是 はたかの美人多様 凝ち 火男子を 寝が青いなります。 此一の 村元 0  $\|\hat{g}_{01}\|_{L^{2}}^{2}$ 見み 0 11 男な世よ U 渡 る 狂き -) 時意 から 清春 明かる を 0 美水 き 現然 虚でい から 大男子 夏雪 柔 10 幾大人 を見み 對於 す E た。 の際は快きな場合な 数也 愛賣自治 分がは 虚く

た。

目的

を覺

0

氣きら は ラ E ち旅で ヤ 慄る 3 女なな カン 0 6 7 しして明日 な運命に が がた 端が 15 影だ (何であらう、かと思ふ 間のいと、 (何であらう、かと思ふ に出逢ったら・・・と今度 に出逢ったら・・・と今度 の事に思を走せ、 (後には ないや でも の事に思を走せ、 (後には 如きを 何。竝言 -3 砂さ

西北の 洋常は " 何在 異い واد 自己 分は夢 日的 0) 0 を登ま 部号 0 力》 書る書 の夢。 れ 中で ts 人る ク きせぬ情味を ラ 15 単語 公言 プ 忽ちょ " ザン な 美" 0 る。今日も又な我が生涯に対して我が生涯に対している。 ク 端中妙等 0 一曲を奏りの音楽を聞の音楽を聞いた。 00.0 0 管で經驗

無な年見居な 3 -登音を 何き 眼が 遊り 前光 は 3 付け 脚線の の 入いを 江本 た を望む如き心持ではから森、雲までな 順法 2 0 でた 島な振介が、 り 向も、 0 かき心持でい を がて を がて を がて を と を と で で と で と で 。 汽きと 勝き なんのきる 何产 0 間
た
あ 方だに 5 5 は

> 後名屋や二巻に き 入りなな でのなべ 波は を 生 過去 出 C: 番別つ だと 過過 0

景が登る橋がのを認め 上<sup>あ</sup>づく 0 美を全 L しさ 0 りも更に美し 無数ない は、逸早くかの白は、後れ 红 0 落ち 碇泊船、 かの自由の女神像のかの自由の女神像ので、大西洋上にたので、大西洋上に をなるないである。 L 渡君 < る引き 0 更に意味 き建物で ま、日のはなどが、ブルン 心味深く 彼なたかなたち 場ば 中京 F. . 像の海 見える 15 初音 々 ク 雕原 소 기 セン 8 のた 00

りの唯有る佛蘭西の料理屋に近人つた。 管髪を準へる爲め、夜は味にい十四 を整を準へる爲め、夜は味にい十四 がある。 門では大 通道は

正之 五、冷な時 で行い L

慶彩ば

四から

がら、 たらと たっと

い特い

支那街

fi.

町や

ほう

T.

行的

(

山きるの 場は所は 側が彼方は 表う育り移い 這はチ 入いヤ る。 道な 一ながな 住家 7 0 0 伊れれ 民党 タ 通信 別ではあると 市し 太" ば 内で や労働 -人利徳大き、 ア は 例者の群集する貧いと 称してい は 0 る 側であ (未成じる) 安息地 と下り 第 ヤー 1) 三大党 TS りられる がら 者や 0 通证 は あ 自然である。 を py る 机

類にかず、 6 0 職が見 美を " 破赏 1 オレ 活を発 には け は は路行く人と た下に る、西側 MES 6 烧人 月 掛 を 北京 襯. 111: 衣 から も地下の を 地震を突 変を突込んできら胸毛を見せ、 と 男は 頭にとは から 事變り 雨曝 鐵工 道 り、女は 0 車上 虚が言 へは帽子も मंद्र で互に衣服 ボ 熱いた 物は

事 して 33 投手な の死 能 面章 得能等の知 道は 何か ~ LI 知しの だ、破され らいれ 石と 82 145 た 女のなんだ し気け 敷し 校师: 種だはた の戦足波 紙家 0 7

## 酒"

雜言紐言 音す 市 役 ブ の廣場を ッ ク IJ 大なける 前 12 0 入口が から高祭 fijt. 鐵。馬管

€.

なら

失敗者

でのです。東京

红

眼め 上え自じは K をの歩ぬ 分だれ do 風を隔さ前さみ寄 82 の、寄よ 景か 17 色き 柔 夏なりとなったかい 7 平心立ない 青素 利わの 夏生草 低"套。 な 9 和其 0 上之 商ご 茂片影響に 盘系 を 腰 を 間点映る を 見み カッだ 下智 L る 農の平ないから ٤ 見み L 渡之 0

のるに関きて ふは 異い愛き の 風き故さは 味が郷かって かま 織だれ 友人 な Pin. 水またの 3 0) 居った 吾和 在る浮気 順ば 雲 空言 酮心 動意 き、大が、然か 0 午時 頃言 出た 間点 1 1/2 夏を自じ 1275 17 Fi E をば 分差 0) 小三 分だな 11 風雪か く言葉にした野草の一度旅に出 新元 低? あ 北铁 よ 最高 白な 3 1) 逢3 の出で エデル 日百 7 上でなけ 15 小さの 鳥り ある。数が 庭這夢。 Sim なく 横に 0 し難だ を前さ る た 廣なが は (2) 漠气 如正遠流に 輕な水為 き る 時事

しています。 日なた。 は和りません。 黒ヶの半。高は 果村園園 から 居皇か 生か の 岩熱 五. 月号 牧等 3 場は の書後は人と シ 00 0 糠さ 間が気を ゕ゙ を は庭り南方 末去 B 蔽証を 續? 閑が 7 思想 を、晴は -6 樹き ts 州号 当 E 鎖されれ 人家 カン 云小 歌き 0 L 0 0 日にを歌を 6 林が松松 色岩 道ぎす あ は 村落った。 汁た 春場 ず の為た る 0 0 田空 はひに検記 虚き場 小ニラ 含加 8 VI を 庭はイ 楓が流流 を 此地に、突き 日中 しみ に添け 包 櫻 かれる ラ 花紫 云いは ッ 0 光ッない 花装 ク U. L ? デ 集記観光 真きは 野や たなる古書 11 小龙 居る 草章 次しか 77 3 自じ最も 白る 3 來< 压物 第に 大たに は た 5 75 る北島 婆が 起伏 北國の春 顷 分言 陸り 13, 3 を 0 大店場 攀よ 0 はず 4 11 月ち 狭ま 常。聲言 ٤. づ にす 鳥っの 村艺 废と 0 を 1 0

まなでは、できずいです。 変なでは、できずいです。 できずいでする。 できずいでする。

は

6 で 眼め れ 0)

が記

える

夏なっ

思を様ち

青雲の

極さ満た

た

ここの はない 皮をなった

忽ちょ

10 Ł

な

る

傾かは

1)

E.

更に

高な

更高

儿子

動意

自然。

其を

反法

L

7

々

々

次し に

第次廣

に我なな

を

模も

中文

隱 5

れ

が は

如これ

な

ŋ

残?ば

は身然性を

絹えは

様さ

13

事是

感だけで

浪気を

活って

味みは

0

60

を

.S.

10

0

唇言

0

力

ŋ

中等

8

内に

溶と

微量

風な 0

にか

面影

撫な

行响

<

を

6

静りに

包言

to

~3

<

下物

ŋ

來《 计

る

de 15

K

思索

た。

折き軈然になるて、我な

四点

此でば、

虚

7

8 3

茂序ふ、

0

情に

れ

L 0 有樣 7

6

ŋ

エラい 水

は る

空き自じ樹脂

想等分流木

種品

瀬なひ の

起型難だ流統

自也悲爱

放言美世雲。味

泉りは

如是

分流

は 0 7

面を様う自じ方は

K

2

伏与

44 7

0

0

高な

分が

は

Ŗ

草含

0

分がに茂い

倒高

全きたに際ないに

味され

の上急

水学队なたのる。

自じ上え

٤

0

人が カン

ŋ

は 其を然か

0

强了

为 7

ま

れ

た。

L た

乘手

腕を熱シ

が

あ

力を女な ケ

籍こ 男を 0 かい

漕

舟台は

見み

る

中夏

10

突でめて

慮さぎ

洲

0 見み L

ŋ

了是

-)

の行物

出 7 舟

٤

E

無言

1. 40

13

U

1

IJ

0)

7

弘

た

自ま然だ水ま植

怪な中ないいい

20

に等と

等となしが

入いた更

のに

眼ら

を

静い た

なか

0,5

真き上之はな

葉計水等

自場に

ながく

唯ない

横さ 11

無也

暗影

辛等

福利

0 念に打

れ

华等

身を

草台

3

な 入いす 加速 丰 1/4 れバ から ク 棚; 3 明冷 逃亡 .7 深り 林 げ ッ。 散ち 迷達 1) 0 逸も東京 U 人い 例かる ŋ 479 自装 1= 6. 然言 草原維行 100 1/1% 村子 に 最 金質 渡江の を 色岩 中張投資

٤

張う美しる 見みびに耳 がは 深森土 な 世よ地 ちる ふが様 た 術はの 0 耳3 土江 儘法 人儿 何等新 のは 卷 時等に 多語目に 風如 J. 1.5 を 4, 草谷外的子のをの 郷ま行い 本党 或意治 险 0 间加有 は如い 詩し 開放を 通常 0 全 ま は 集上 廣漠たる、 香を 延 Z. L う 111-8 L は 步 3 る してる。を嗅が L 計し 例告 居るれる E 10 唐言 0 ただが、意味の表 力 き 云心此 低 る 如言 573 航雪 高恕手で ٤ 5 対応ないのから 見み 前是 を L 7 衣沙 から 65 居るい捨か 自己 桁髮 侧小 -}-カン 要多す 山北 里 分元鳥 見み 越きる 3 6 人だ 0 え 17 0 は 1115 歌た 智 氣 れ で K 12 社 10 境。明子 15 た を 怪が、 L. 行 4 様さ < 越。現たるならかれ、ら 栗り 川きせ 6 何答 0 75 世世風力 異い 如いへ F 7 き 何"て 7000 最も 間との 0 2 氣管 TI TI 12:30 を 明音潔な思想う 10

0

二三枚並べて掛けてある。

B

0

であらら

から遠い遊解の 痛を感ずるの C 通過 であつ 絃歌を聞 嘗て故郷で暗い根岸 して了つて 自也 分が がは日に浅間 6 た時の様 何とも 0 云 里多 U ががた と云か その あ たり

儘

n

を開 がら、 がら がら、 ると自 け ば 其に劣らず 猾り 時にはテー 0 曲は上 凡そ英語 0 0 ジャ ス 最ら腰も立たぬ程に 山んだ、 丰 强了 Ī ブ ケッ 6 ル を明る水兵もあ V 男女 劣等な中にも劣等なる を叩た þ プンチをが も立たぬ程に醉つて居なりを着た給仕人が、註文 いて大學に云罵るの は はおのく べべく 元》 れ 0 ば、女 やりな 1 プ な 言な 出性 其そ は は

つこの奇異なる 自也 の壁に掛けて 分は片隅のテー 四邊の あ る額なぞを眺め廻 プルに一人ビ 光景から、軈 1 ルを傾け 形 れ た 板於 2

な

6.

て居る 大方フットド 四五 0 人が手を取り合つて立 く、逞しい筋肉を其の 壁には祭する ては、鬼の ざと身構へして居る肖像畫 ルを管業にして居る やら 處此 な顔をし 制服を着け 0 立つて居る一枚の寫れ見せた肉襦袢のまり見せた肉襦袢 近邊を繩張内にし た拳闘家が た消防夫 女の 一覧和な

爲て見る 精子を自分の方へびつたり引寄せいなどは一向に頓着しない連中」 Inc.ta の片版を自分の肩の上に頬杖をして「卷煙草 に此の社會に限つて通用 0 忽然、二人連の 空椅子に腰を掛けた。自分は好奇心の誘ふないす。 ツて?」と云ふ。 せると、金にさへ 向に頓着しない連中と見えて、早速 が自分の占めて 成ると見れば人種の差 する合圖の目瞬きを たば 居る かっ る ŋ カシ Ì

を呼ぶと、女は 自分は一本の巻煙草を ろと 更にビールの一盏を こうと 冗談話の中から此の 絶えずも 注意したが、 コックテー を新しくさせ 渡君 の人達の身の上を開 ル を た ん後通過るい と命じ 一向に要領す 給仕り 自分だ を 得<sup>え</sup>

るんだよ。 「名が、 「家は何處だ M 髪の \$ 何だ シキッ 4 有り チーで云へば、 p アレ な Vo それで通つて居 只だキ ッ チ

接吻した後頭が皆な色男・・・・。 と云ふ族龍屋は出 色彩を VI ムムムほ。」と笑ひ は あ ・紅ーコーク 3 から肩を左右に こ」と云ひながら突然、自分 0 育でもブ 皆なな カ> ね。 ななれ 出してい ع の家さ 聞き " に指言 ク 杉 y りなが 金数 ン のあ 0 6 る 旅籍 のる類に奴の 屋中

> will you love me 鼻歌を歌ひ出し aï December, Su do

前の如と 折货 から くに 又もやピー 踊多 ŋ 出注 ア ٤ ヮ゛ 1 オ

IJ

×

連りなる

以口

女は突と握つて居 3 私なの 手で を引寄

不多 な顔付になって o

何色

…」と態と不審さ

5

関返すとな

女祭

は

んでせら?

舞踏の 兩肩を搖上 「不可ないの 自分は 「分かって 音樂に合はせて は微笑んだ儘答 るぢや無 7 横を向 6. 再び鼻歌を續ける いたかと思ふと、 な 」と云って女 カン 水 0 テ ル ž

を呼っている が、する中に女 る 自分だ 水夫の 其その 居る 連中を見付けて、 呆れて 少時は 虚さ へは遠く たく 立去つて又も 0 其の様子を 打目戍つた テ 自也 1 分がの ブル 方には挨拶 から ウ 日瞬せ 1 ・スキ

0 邊の 給 b 仕 办 人 も軈て席を 1 5 の一人が乞食の音樂師 1 12 ブ 這入つて來た二人連の音樂 n ・ジだ。 K 居た地廻りら 立 イタリアン、ジョージだ! ち かけた途端、 を見て叫ぶと L 彼紫方 男 水 師し 0 から 戸と 口台

重智 荷尼 荷温 淀を 車 0 0 0 小萼 車片 其そ 散范 0 なぐ 四台 15 曳四 3 普 崩分 3 溜なれ 3 0 乾勃 < 間意 0

と思想 ぶん 街等 ~ 0 此樣 雨空 H 付っく 云い 薄す キョ 侧站 大だが 3-交货 146 中かか 身の 0 0 6 物のう を 0 は 交易が 帳 師儿 念念 食物店 有市 如い 0 場の 何以 る る 眼素 無な 店發 は 0 陰が に伊 7 ささら ŋ 0 あ 3 L こる。 111-4 か 驚か 種や 候 6 大利の い實石屋と 間艾 6 を 背t 共产 れ あ 居ね 眺京 處こ 3 る 姿が 一層を こ荷がのは 眠忠 8 が ŋ 7 中か かとないん 青蛇 居る 戶Z 電氣仕 た 衣 て居る 屋中 3 猶 0 カン 太 2 西世

苦るが限にく 0 の成な 足を踏入れ 工作 服之 ŋ 0 合き 他た空気の気が気が E 6 0 ると、人生 胸を歴 何處 は 目 は 製芸 何時も 礼 K ぬ汚物 入るも を 迫ば 此家 7 露出で す 8 0 3 30 0 7 臭版 つ で へ氣を 75 引导 心地地 齊にな る 胸款 時がかっつ の句、人 家か は J. 只た なる 屋を 人だ重 5 なら 0 カン 界的重点 カン

3 への芝居をは 見りの 6 た あ 歸か る。 ŋ 自じ 分流 は 獨太太 此 町書 のあ 烫力 K

> をア押セノ 片がき 廊。 居って、 古衣屋 付 は を 身か自じぬば 下办 V 步雪 たのは、奥深 40 女公 寄よ みると身はな 街 弘 カン 突と 野石屋 見多 世 ŋ 0 ながら 騒ぐ降く C た。 話合 を を 労働 排物 5 類に 流祭 彼安 つて 3 + る 方 者の一 酒場 -が上げる 居た 電燈 20> 道は入い 他た 時じ 5 過す 0) 四かか が、ふ < を くないら 0) る 店登 古 カコ 輝かい 儘な ŋ \$ が かなのく カッキ ع と自分だ 皆然 燈 聞き が今こそと L 共を當り える カ え T ウ を 居る 真暗 破影 消lt ツ 0 > 耳3 0 れ 例な ダ L 戸と ts を 五い F, Ĭ 0

> > d.

張りから 日着い 女をかな ~ 0 近常 で L 笑ふ聲は ŋ 7 を 居る開たけ 自分は 閉 る 8 1 番人でい 電音を 7 は更に 込 臆さ 吳 んだ。 れ をせ 五. た 聞きず 自じ 8 き 六 分允 付っ 0 進す 步四 が 這はが け 2 先達 あ 7 6 な 入い 此亡 る 力》 3 る 月と 0 再た穴な 此亡 0 0 番 中签 から 目的 废祭 Ł 戸と はの方を 學是 見み を

ŋ

はかりかったり て、 坐まな 潮、大震 数また へき が 衣 な カン 力 居る 3 b ピ 0 食が思る 此樣 T 3 此 脆さ 痩ゃの を が **歩**處に E° į 付っ 43-格子を! た 7 世 カン 背世 1 た 此 を 難む 大酒 様な 男が 廣 男が L 克 4 が折々片手 7 周間 水 其を 枚き 圍 1 にな 0 0 片階 壁が かい 有ら 横 0 K 2 には 近条 汗電 7 を をの 污 見如 执办 古家 側を Ł to 世

> 반 ts が と立た カン 7" 3 1 7 オ 室かり IJ > をを近り 42 th < ŋ 食デーブル 舞家 0 男な 女に は

居る で、 太さら 飾なりせ 何号は 3 75 + 日中に か付け 0 V: れ 72 6 を 4 は道普 見みて あ 其を 7 大き 居る美物 る 0 V to 事是 ズ \$ 此。 が ボ 直す を th 0 た 馬き \$ (" L 0 有る 分割 た 0 力大き Ł の路見た様う 弘 思想 ŋ 兵 ŋ 連列 煉な 6 中心 風 凡的 を K 采 供管 運は な厚底 0 \$ 82 脆さ 禁に ŋ は 0) ょ 1 17 ij 標うに B

をなから 中なには 着さ き、愛かがら 心 腕? L てこて 0 女な 5/5 TC 夏物 なと見れば 舞場に ーを利が 下となった立て X X 7 な を着 ぞ 分別 銀よ 7 0 だ 0 た様に 対象るも た之 は、 7 B を入い 居る け 無也 に頻り な 人間ら K 3 入手 から れ 0 な 5 と硝子 B 7 ば 0 な 居る紅湯 を So. た かっ L を ŋ 3 荷薩 V 製 た紫紫 0 3 0 \$ 處さ 白粉 高な 0 0 L 灰 は 0 \$ 2 V た 革命と、トに、 間を細と 少な ば 1 あ を ヤ ば る カン 瀬から 0 1) モ 洗 Months を穿は 年亡 頸台 カン 節かし

燈 0 等らピ 7 女是 れ ٤" ッ 床点 1 き 0 \* 1) 75 朧き ٤ なが 煙龍草 とな 0 奏が 2 0 進さ Z と酒の味動 る K 中家 0 を れ 包以 11 する 0 入い是こ

は

瓦斯燈が瞬きしはじめた。

絶えずあたりの高

い楡の木の代

から

細なか

木

Je

me souviens

夏が去り らに傾気に散り落ちる やらな風樹の大きな葉は 變へずして、風もない 九 月 重さに、柳っ 切らぬのかと喰って居る中、 0 午過 の城へ やない がたい 夏の のにばさりく や菩提樹や殊に碧梧の 主人 程景人、 なるいの色さ 、其の夜ふ 、人はまだ と重さ

自分は四邊がすつかり減らしくなつて、朝夕の身にしむ風に枯れ蓋ばんで雨の如く形ぶ落葉を見るよりも、如何に深い物衰れに打たれるでを見るよりも、如何に深い物衰れに打たれるであらう。躁もなく早熟して天才の滅が行くのをあらう。躁もなく早熟して天才の滅が行くのをある。

時にに問えます。 曇った空は夜にもならば雨か。夢見る如くどん ふちりは次第々々に朧になつて、 よりと重く落れはてい行く。湖 自分は夕暮に一人、セントラル・パ 人公 居る時分であらう。 の正な の鳴く摩が枠に高く聞えるばかり、 の跫音も絶えて、最後の餌をあ それて平常の日のがけさ。殊に丁度今頃は とりのベンチに腰をか が無く鉛のやうに輝 しい風の事とて何處の家でも晩餐をし 馬車自動車は無論、 H き、 た。日曜日の雜沓 岸邊一帶を蔽 のやうな廣い その めさり了つた ハークの池 間影 から

の葉が三 木 ちて る。耳を澄ますと木の葉が木の らら。 の葉同士が互に落滅を誘い囁き合ふのでなるその響が聞きとれるやらに思はれる 四上 枚数 五六枚づ 0 圏が 葉の間を滑り な って落 ちて 落る來く

いっぱい では、これのは、これのは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これののでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これので

Les ranglits longs
Des violo s
De l'automne
Blessent mon cœur
D'une l'ingueur

Et blême, quand Senne l'heure,

Tout suffocant

Me notone.

ゾリの野ミシガ

ンの制造父ワシント

やがてこ

0

=

-

1

3

1

ク

の落葉も今

上陸したその年の秋を太平洋

の沿岸に、

共

Pes jour ancien,
Et je plaure

Et je m'en vals
Au vent mauvais
Qui m'emp uto
Deça, delà

Pareil à la Fenille morte

身にしむ思ひである。殊に今旅の身の上を思田 を落葉に比ぶる例は新 過し昔を思出 こゝかしこ、 る。鏡鳴れば 秋の胡 、落葉を眺めたであらう。 門けの 1自分は早や でてて われは彷徨ふ落葉かな。」と人の 明び泣な われ 泣なく。 色青ざめて、吐く息重 < 薄に 物表 何處に何度異郷の地 しからぬだけ、いつも 愛き 響きわ 風に運ばれて、 が 胸帛 を破る

分は如何に傲慢で得意で幸福であったらう。自ま年初めてこの都會の落葉を見た頃には、自まが丁度二度目である。

でも有ツ を. 見る 0 步 カン 15 カン 0 たちぢ っや無えか ? v 7

「何き、 腰を かと タマ し ムけ、 取货 ンド た 事も 下言 0 儘い IJ して 頭公 無えが、暫 カュ をば 整型に 準持 一倍せ 膝光 0 の上 一倍に 3 掛け L 田舎を に抱っ た 進寄つ ると バ ン たま 他た ジ 步雪 0 3 7 43 --- å ì 空か 7

信貨

を

奮發

力

どう 親なな 0 此度 11 此是 fj#= カン 6 ٤° ア

給生 ŋ 人 すと洋学 が Ľ l الح إ 頂 n どう 弾は からよ。」と二人の を近款 胴き 高 如何にも だ、ま < 枚に腕が Ó テ ア 7 親方然 ブル 卷 杯はや ŋ ルに持運ぶ。 伊生 0 ŋ 太利" ۲° 7 ノノ弾き

\$6 太 禮 ŋ は 速ぎ 利 K 上市 げ いつ do や及ばねえ。 には意 B Ł. 0 アノの横へ 咽の 息味の分ら 験と バンジ 好際梅い を 聞き 直蒙立 3 カン ぬ南歐の L K S ね 36 容様で え。 ŀ., \$ = 歌で ŋ 大震 歌う 勢だ あ 7

た

んで 3 L U を帶び 0 節位 際る は た何處に 東洋 た水大も 風 K 一極く 種品の カン 軽い悲みかなし 700 學之 みを は結び

> て少さし 上に投席 廓 彼然 -C. 時は カ 新內 ルな 出 3 方 を から 聞き 3 水を打 くと 五. 0 信さ 6 Z + 0 0 自じ 郁 た 分流 ٤ op 樣的 B K 祝らな 北。 皆み ッ 0 ts 銀光 ۴ は代物物 貨が 'Z)> b ٤ 床点 # L Ŧî. 0

が、自じ 自ざれた。其を 房々と額 な更紗模様 毛 たの 音楽が カン 0 V 6 do de た には何と云ふ かい口影 分元 になら 0 0 師 顔色が の耳には云 自じ あ あ 为 日分は の多く ゆ Æ, 、 垂 ら ゆがんだ帽子 干仙 25 経えず 四邊の人目 2 L が音で 譯なる れ ケ た チ U 力> 一市になる 黑い縮れた頭髪、 なく 思な b を が り南歐の暑 に天意 終る伊太利 ひを南國に馳せ たく 頸 を 巻 を強く 深刻 は ならと いの い詩 情管 利范 时興を呼起さ 山水 大い太陽には た風體 みは の破衣、真赤 Z. は爲な その T 力》 服堂 乞覧 焼や い聴き 5 B 办。 は 3 中 カン 赤 0 15 颐?

5

0

祝き儀 二人は歌 近款 何然 彼れ \*6 きも 年ば は 前 0 は人種 力> の銀貨を拾る さん、 まで せず、 ひず 異うて 伊太利は た 77 0 で自 集め 7 0 居る自分 C 鳥 床器 は何處かられ 分がは カン 0 上之 -0 を がて自己 の額 P4 42 方に投 來たんだね を見上 分だ 出た 0 げ 3 1 れ た

> 情が者は 火の 鳥見たやうに歌 神な葉 重 羅 ∄ 红 中で カ、 巴か Ì 7 は何處へ行 ける Ø を 6 抱 道等 を op 0 **‡**6 Ho 助车 J ッ 体が け 手 7 者も 3 Ł 0 って歩 なん 歌た 九 つても " どい ケ B V てぶふんで 來た奴 で、 ŋ 月号 10 かいて居る・ 同じ事 家業が が 6 K رمه 有り 來書 L 等的 たん F カン 成な 想 付き Щ 0 ŋ 4 來拿 んで b 博 6 ŋ L 支 好 ま 0 て處々方々、 に地ち から 7 き 外流 せ ľ 0,) でも はべ 15 0 0 カン 此" 意望

3 0

方と び 無いに ひ 音樂がで 北京 人の如う 文奏し くに 川たさ 煙な れる。 0 関しい 男き ریم 女は一方 lj

は 片なすっ カン 0 IJ テ 脱儀 1 ブ n E に引退 拾言 7 集勢 7 た 二次 0 伊 太利 人に

を立つた。 苦しさに冷然 日分は 重 4. 4. 空気気 深上 夜の 0 中に長い 風電 K 吹 < 力 閉込 れ 80 5 6 Ł れて居 席書

自己

## 葉

カ 木の 染は (秋に脆 易 (2) は 生

・ 大葉もやがており、 大葉もやがでした。 ばずれられた。 ばずれられた。 はずれられた。 
壁が時で

る

虚原場場

0

ら 廣告当 然

はき音の

ある窓が

廻があ

飾ら

る

0

あ

5

5

自也

分

る続い

を

思な

5 0

٤

4

那点

3

木

を

れ

ば

3

ながら

見み

落ち

盡る

す

~

5

5

0

寒

4

街事風智

ペンキ つて訪 著作をす V 果様 今まかけや 力。 あ 自じ要の 級かか 居眠 やら つた れてべ p 秘心 分光 場は 往中 た ね D IJ, な から、ず 物から、ず 密を 外き 7 op to 弾な から は ず 村り 0 IJ ع あ チ 非! 出。 ŋ K " \$ カン そ い身を横へ 東 る ず 7 れ 耽台 10 F. 1 0 ス Ts る。作を 裏で 上之 を讃 秋季 初きア < 0 1 1 、居民 ٤ ाष्ट्र व た ts 80 1 0) 7 合作に Ho る現場で 1." 1 存物 " んだ 日東前、 0) 時で語れ 森を 曲に て、 11 ナ む。 カン 0) ま 日中 に海家 家かか 女 ダ カン がなか は 讀者に が応ら 自也 拔的 わかかた ٤, は \$ 0 (1) ŋ らは汽車で 分が っしてなっ 冬か 我わ が け を 作ぎ do 0 がえる 対は 結結 が表 がたる、 には 隣に 0 とらな れば ] れ 45 に立返る を 员集 0 い風に面ま ゼ (2) 櫻的 る。 豊む 書 面影 過す 宝命 カン C かれたま 小き からは ろん して了ま なぞ、 ago. ぎ 0 自立が 林檎 が 1 を て: れば 時じ 可t を 0 年势

4

0

6

し、されます。 春は る 0 L 影を追うしてはない にて は存続 心えず、 して する T それ 幻る 0 緑を思い カン 唯作 开气 性だ實現され 7 等の が る 脚で来す 0 實現さ 豫上 U れ 想と強 0 3 の様な夢になってあらう。 れるら 成じ功う 吾な等 期き る を 0 しく見える 生的 ٤ 115 夢の 酔え を望る K みて居る 一門よ C: 事を 0 东 あ 7 -(1) る。 居の空を居る

0

様

に大語

TJ.

無也

な

はか

福产

72

劇壇

親わ

祭

詩し計じ時を歌え波等で、 はかい、星にかい、星にから、 をっとし、語と、がが、 段だぬ。 間まも す 開きずり題に1 す なく れ 7 谷にま 酒 星、島、又時計、凡そ飛、路が塵めてわれに返る事 ば、 る 記れた 1,0 痛り 問と -(5 時を云い 人は躊躇す 詩し 高諸有る らて 徳で るで -1-(2) V が 草色 Ī 22 0 奴は あ の 1:2 よ ル は云か れなば E 何先 何怎 0 或ない 風かせ でもよ -0 醉為 事なく は 15 淋をし -1. 向熟 波等 V : 0 は、 重なさ 弊る、 が き 弊よ 6 7 地步 時差 屯 室和 岩 0 展問 動き オレ 0 0) な 生は、島は、時にかりなる たら、 中於 居如感效 周か 時書 酒浄で 宮殿 2 L. ま れ でとないも 時等 廻る から 絕為 主 風な W ŋ الح なら t 唯黑 階に Ł

弘

1

1 11

"

座さ

がで來る が 然が吾れ 燈の火影に類と飛び野暗い。自分は猶もべい時からなりはない。 散ちン る。 る・チ 木で去さ 森" は 集のず 暗台 影響木の空 眺条に めて居る電気は

して人のか 處さ びには猶物足ら から、 にし -5 如是 111 柳な < 1 遊び歩く處である。 大ださ J-" 华で ウ 無本 玉ない。 0) 沙 原場が 82 3 1 人間 17 0) Ind 力 1 :]7: " 0) + 2 更高 テ ス エルー 10 新片 丁葉 な料性において、大変を表す。 取诗 耽けされ HB て遊びになり 行 夜を 俱樂 を 中京心

當の 劇場が などきた 郎なり 例告 TI 口 かき 楽す 12:00 1 出 F., る小い ウ るがいいない。 梦上 1 から高架銭 の角を時に看が何い 曲点に をも も大き枚ますと 3 8 1 走せっ 人人で打造される。日に肉橋は

味みに 分党 ŋ É カン は 來きて 新大院 自 IJ 分流 見み 0 大統と はを散えた 湿る 0 合か 歩に 用き 地方 薬は 0 000 生共 人是 方は て、 2 八の雜沓をはいている。 落るる た 0 異る つ 觀り L B た ŋ 社や 每是 察さ 6 會 す ち 寒色 異素 る V 眺京 風なが 0 8 る 0 れ だ た 池は 自し カン 校を 然艾 6 0 を 無むは を VE. 交弯吹ぶ 北世 す 意い 2

90

0

2 が

雪色

が

芝は

生态

を装

素ご

し

ř

あげ

界社

2

0 0 U

世七 は なる 織細美 界古今え 北岩 樂 グ 自じ時じ まら 粉京 3 其の ナ 55% 節ち 自じ ī は から 調 麗れい 分龙 7 を 意心 1 0 0 到陰 が、新々 日に はまだは ts は 0 を 理り 1,0 デ 來 3/ 本党 管絃樂 無也 1 あ 想 ラ 工 ル 派代表 0 0 る。 de 7 7 1 は カン 社よ 更きに 畫 美世 ら、近 ٤ ヴ を V 丰 會智 を讃ん 信比 を 態がに あ 術品 エ ス を 論え 破世 吞の 5 10 Ľ 至治ピ n 聽書 館かん 賞し 代 12 起ぎ ヂ 3 る ヤ たたから 45 ば ば た 口 る 0 10 種葉 て、 月と 技等 事是 7 な ~ なぐ ラ カン L 口色 施 8 ク 苦 た気き る 6 ŋ な 3 チ を 新然祭 無ぶ ラ あ ス 82 か 1 'n n 様さ 0 h シ 豪な > れ 自己 ラ ク ッ 康治 憲 0 な 13 を 力 ないながある 分が 見み 7 ゥ ク 0 0) 0 5 < 自也 音楽が 基準は味る て、 U 孙 ス 1 ダ 0 由ら が

新た。 わざ無い 結り果が 貨のなっ 云い分気 だと カ 飾な ٠٤. は は 0 自じ分が、 6 光道 毎朝 他市 流行 事を カン 緑の詩 を 重整 見み ら 頭がなのか B 主 は しく 手をん 商業員 4 Ci L 外的 を 間 た L 結ねぶ 縮ら ず 套 は V 國之 0 人と 書かば 中东 寧 (1) 實業 だ 1 北京 0 カン 人 4. け た時に -大と バ ŋ 帽琴 同差 は あ 4. 1 10 を買か ľ あり 輕常 0 分流 然う る p 6 義に op V 7 カン 0 ろ 5 春雪 0 形容 +" 若な 感 浩 を K が 新 ŋ ま 化的 俗を 書く 然 対なな 3 を ね ١,, 心是 0 ば た 1 L れ 4 あ デ L 7 衣意 15 V ts 1 る。 變分 ざ B た 4 × 服の

自じ リ

意的外部 ٤ 白なのに或 分がは 獨公 勳公式 或あ ŋ 人是 3. なつた頭髪を る は は定 章 カン 決は 新光 0 聞え 1 L 8 胸势 6 ブ T L 見みた 愚。 自也 わ から セ z 分流 ざ ٤ あ げ ば 0 0 事な が B 7 愚 金銭かどの 111-7 狂き \_ 0 播象が 3 度と あ を ٤ を 10 去さ 笑き op 弘 る 易 思想 向就 が 0 3. を 0 0 で 國元 當時、 て 7 あ 喜る 王智 れ 6 1 は 居e た カュ ブ 5 6 事を 6 セ ボ が 贈ら が 1 ٤ 2 ス **\$**2 自也 は 云小 な ŀ 真ち 自じ 分を れ V ン

人を西に真ま詩に流う 0 ゲットに 無される 無される 言さ 似和 せ 也 か 0 夏まると 動き 動き 事と云 す カン 6 ば は 問さ カン 「精子」 居品 ぢ を ~ 3. 小三 處で 6 ば 0 を斜にいれない 随喜 腸さ ٤ 鏡がる 11 して、 0 な K 冠》 淚藝 6 映 自也 ŋ 10 分だ L 櫻の 和 ょ 7 暮く V L は 見み 校 九 ば わ \$ 入い る 惡智 ざ 6 0 あ 0 1 杖器 とこ V 後智己等 た 主 をなれ 8 ŋ 泰

分が

は熱

フ。

H

ラ

厶

Sp

及

U

ガ

切员

拔

0)

新

0

加拿

を 机

水 7

を 力

整

理り

L

7

<

唉·行

花裝間ま

節型

過す

梢が ば

步的

は

き

は な

> 煙。草 了能 6 < 漸 2 オレ 0 < ス ば、 0 外色 チ ts あ 必然 1= ぞ る。 He ず 腰亡 0) て、 銅像 例だ を シ 下誓 工 春は 如是 1 0) L 0) て、 並なた < 丰 午後人 2 進い ス 銅どで الم 0) かかかか 25 t ほ 0 と向前の 初性 出で 80 I) 盛於 合品 6. ス を 3 一種 25 拉蓝 コ 公东 木管 K ッ 園人 作い 道言 ŀ ŋ 15 步站 终岁 15 P 赴 出いべ 弘

時等の 爽ま左さか ば ŋ 7 己され K 優ま 快办 右当 6 道室が 深まな K る す の兩側に 身み L 15 透す 恶 0 そ る 4 海京 笑るて 幸か 3 き < れ 0 ٤, 煙むり 見える 等らう 懐か 何處 了是 な 图 を 嗣さ 0) 如是 3: 不ふつ 何い 吹马 な 0 が L 時つ 事 拉等 打き 1 力》 1 て ょ 2 300 大空の は 6 廣 自し 1) る ٤ 0) 然是 流系が 大指 0 詩と夢ぬい な 恐ら そ B ٤ れっ 塗る 15 カン 0 青さ、 日後の地 てて ٤ 15 < 0 0) く、自 來《居る 暖か 若な業 の端を た 身 は 列か 15 自也 6 3 る 0) 15 分が 芝に晴な あ 分充 加品 ま 0) る 美さは 筋肉 0) B 75 ope 不够 知しの が 90 L ŋ 0) 生活にこれれぬ花ので 線 3 を F) FI to から れ 'n 妙き 緩出 光 花り その構 ま に気がで 様い file 谜 は 分が照ら の香いさ、 世

空台 馭ぎ を し、 馬の前を 眺奈 想等 女 分元 す 前条 は る 0 15 若認 は 0 乘の K 微点 中変 は 0 類能 紹言 あ 7 を 間 N る K 行過 桃祭 6 な 易 8 **新在** 行的 < き る 自じ 輕はいい と、学し、 3 分为 が L は 麗 何ら た 若な なく 思な れ L は \$ 45 中美 女がか 皆自 れ 文だで TI 務等。 分元 馬ば ナニ 何を懸むかを 耳片 0) 方は

叫き 豊富 會も中窓 びえでな 人をは しい黒地にない鬼。提灯といります。 女はのト 話わ 往湾に 7 を 10 プ -C 7 い無地にな ども 此二 ル、共产 0 0 0 あ 半块 で呼ぶが 10 0 1I 神養 る 種意 知し 自 午二 湖也 是 帰る書 を 17 面党 1 力二 0 0 後の で金銭店でき 3 此二 用き 叱 7 E を L 上され 晚光 ŋ を 鼠祭 は 九 0 處で、 の媛爐と大な黄畑をれ等の花々 抱力 も な ま ほ カン 0) 何い で、天井かいたが、大井かい 立為 給い き時に 家に 階がは 3 を が れ F. 0 3 る 立派な関 時 下的 1.8 不命 かい る 0 漸 表 ターないという 0 其その 小意 贱艺 調言 げ 15 0 住 黑が奴 て接吻が さなか 新だ開え 漸く日 なではいて を ts む 和わ 此二 鴻也 待つ B 傍る t を示し 0 事 既才 を 115 載。ナ 籠が 大き本党服は 下げ を覧 変換給いては世 てんぱっ 大火 して居る複数 製べい 一枚折 女艺 0 が -1. ル 東洋 4段 流 15 北京 たかき 夜よ 6. から 本 展覧本覧目で居る 風景製業金等間で 0 造される 持運ぶ場の鳴 子子 いてあ 子のいり上之際に聞き 明あ 遇也 た を ずのしずし 115 風言 此: 植る との風意報。ととというに色がとととというない。 色いがとととと H 0 3 紐門 木 鳴な で を 0 4. 朝きき 脏岩 テ

13200

-C

あ

から 足た 訝だは 細心し 3 階に 同等 なせ、 6 提出 學二 下げ di. を 何ら 女芸 一階に四 人。 0 主人 L が ナニ E 0 合き間 最も裸だら 階に席を抱 體か 抱作 0 下が何ない 部个坐抗 身み 銅片 6. 0 后中 録経ら 上之 頃言 及 來すて 道机 地下 一に緩か だ 老 てに寝て 5 共そ 叩符 ちらとご 客 オレ 0 なが たを変え 15 D ゥ ریم 7 を引き F.te ŋ 1/2 is みが、 将 共产 Ł 仔上

0

底色

藏山

0

あり

有写

名的

75

4分克

110

1 15

0

安川 此こと ラ 39 0 3 Lī. チ 山人がある 右側 7 世 第言 フ 1 それ 不完 식성 る第に 110 相等 から 情言 ル 0 1 75 豚李 1 建し IJ 左が側が 7 ス 人人格 Zi" 154 11 第二 持的 1 1 から 15

0

· 序□ を 居るの 15 慢だで 統に 力> る。 財産の 思言 B た 0 漁覧が 南京部が 足を Ł 0 iri 碧 419 0 から 形式 0 6. 問言 4 1 造機に と 113 23" t-何是 類於 あ の美 IJ 處二 る は ダ ス は小く、 口名事言 ٤ カン 3 Zah L 福人 ま 云山 は 明寶 -45 0 \$. 1 0 大種特徴 一度程が事は自 . C 0 い変 2 ħ 美以 11 は 刑と 光 7 歌办 分差 14140 1) 1 を 術 75 な 3 して 12 歌章 11 家" 11 7: あり ラ 面頁 5 地方 無き  $\mathcal{Y}$ がで は 企 F" 6. ---Z. る 短。年亡 居。時等要求 を 事を何意に 11220 大言 デ 色 人 和意に くは 0 0 腰亡 110 血点

> 酒がある 病やなる な ch 不 何だん カ» で のも機能 でに 1 騒れか 大たし 造 82 州た で、せず、 置 6. だ 顔霞ら 男智 まごかが 相次 手:

自己な 色の思さ 藝法監察人 私行 面が破りに 血さなると 2 緒に育っては親 赤 種品 と出場 T-4. Ł オレ 化けて 送り解が 0 1) 親認 15 悪な 感情 が思く ボ 反は ¥. 6. 市場 兄弟 2 から きん 徹に厚い L 居る 極信生言 0 ~ なる 3 取" 非是 70 付っ ま Z. 付? 隣に生む 者や of \$0 ٤ 化学 4. Zit なく、紅点 小柄な處 と変 · 一層於 思 を まり 7 17 粧を して 0 たと を で、仲奈 枕金 つて 数な 轉逐 る p 寸 夜! 居る 間ま 黒がり ら を 0 八きがら、 る 0 炭、居。 掠, 大意 2 往宫 メニト 人 寄席, 0 澤行 Z. 12 11 共元 來語 ラ 酒等 - - -0) 份是 カン + 田。局社 啦 瘦 チ 0 B 6 前走 77 -[: 1. 4 を -0 0

本党い場ば小 分が何後の様々 何点 二段前、法 間ま 肥岩 His 粧。 番! El: 平和 III = 里似 < 來 11 米 本に男をのでの 男をた 利 Ziv's 7 T. 4 は な所為 玩なで れ 0 it . C 弗。 弄。 Links 居空 なり 事 物心企 (7) から 10 山山 かい 82 な Wit, 時。成為 照"て 開中 其言へ 2 6. 2 見ない。 て情失 L 眼 此二 1) ば 自也 れ

仕立所に 灯たの 町籍に 水 窓本人年 ゥ 7 15 ラ ソ 社 第二 年次ス 女 指 12 1 告 が 座 には る 3 役者や 大的 様う 2 共とも は 通点 20 即了殆是 金ない 樂等 形祭 MI 1 -2. な 種女 式艺 近意 軒7 屋 相感 度ドレ 踊 Ł 近た代 足省 座 渡。門遊旅 ヨ 娘! 交 拔口 **備等** 子へ の小 風雪 植态 0 1 からこ ŋ け 表口なる 木き 17 15 0) \$6 時等机会 張 座さ 高な の新芸 から 寒 置移 たけ 7 が 0) Ladies 町套 力。 質し 発展を 向には、 屋" を連っ 7 45 6 支那智力に 根ね ッ -少さ が 山 あ れ 刺り 見付き 込こ Tailor 料智 ば 1 る。 ある ·Fit 日的 側だ を 理り ŀ む か 相等 小三 れ 7 其を其を の搜索 n 0 5 判法 粉 **清**漂 悪き居む 74 0 0 付了 1 が大きない。大きないで、其 は いち野宝 他た門を置い ŀ カュ る 夜は 建た

と端に 分此 振 を なるな 横町 歩く 陸禁に 1 女祭 ま 115 11 上京 6 長祭中等 0 机克 0 往宫 11 た水禽見た様 殆是 不の小三瀬 ì L" 小馬はく繁に のないが、通りの カン から ら、絶た 杯ば夜で 踵と 华艺 な え 0) 15 高な居る 0 15 腰亡

立たふ 活る。 樂。 此二 部 0) **貸**於 あ ŋ 序" 0 岩浆 中意 1= Z. 1.1 而是 0) 113 指なな 6 處が 知し あり

0)

红

名

ス

ス

及

r

分差 of. 聞き。 に然に 表で到しのし 唯作 祝品 ٤ 告 は L 人公 522 傳記 紅土 を礼 地方 育门 日めば を惹く 0 大涯 知し 3 ilji 通言 3 1113 無也 Ð \$ 1t 理り 1: 00 15 居るは掲むな 3 知し げ \$ が 案5 00 III. 内部 馬ば は L 車片 居空 -- 51 して る 香港 0) 1) 取言 de de 0 知し 者や -6 礼 市是 ヹ, 1 が、 C 、ざる ひて 傳出無常 Fie

子が居かる 共産 入いる き、色彩しの部 7 での見べで 川湯 廣登 ٤ 子。十 付章 、天井。 下上 あ る 4. 一見何となく酸めてしなく酸め は 7.4 容問 井で長窓から 古意 天井は 敷上 作か的さ は で、敷物 以天陰総 大ななない。 長点 は稍薄色に た な 企 を を を も も映文 事をで 重 惟? 8 0) 65 4 場 L 海 pla ; 花思 ٤ -E.U る影響 金色色 3 境 2 色岩 L 何等 が 云. 燈 7, から 天意終張、 7 de か 75 Kª 唐草を た気が -) B 田舎と た海 間ま ٧× 打造 が ts. 描绘老

隅まな な ŋ 3 0 居るれた表であ 柳や 大店が た虚なの È 次学 木。 将 0) 羅 蔭が 間意 馬 人と流流 時也 合本 11113 物号 には 代表 特 0) 想ら 遊 たく れ 本督教徒道書の大書の大書の大書の大書の一にも猛獣の側にな i 體に ---Ł 物程 植木 浴り 面炎 0) 女 3 7 店の鉢下の の大きて が 幾い 四 植 さい居る 4.7: £. 2 る 人にはなる (2) 付了 女祭 あ 此 6 から る H 鳥であ れ が 50 掛 0 \$ 7 けて を 裸的 戲 非的 日記し 待其 と り宝命 常常 物等の れ あ 0

旅游古·中 गाउँ सिंह ० を 商を変われています。 〈何と 常な虚 知し 0 L らず 0 现况 小三 でいってい 時じ生命 分がれ 金品 る 0) 店を寄た を ボ 力》 0 家か此 ス だ を 開きた 内で 女郎 ŀ 3 道等 3 5 き 持 0) 介語 明念 女艺 12 る 以常 を 0 新! Ki 程温 春ごは 3 公言な 女主 IJ 田で郎等で 1 -[^ 餘よ 市立立 1957 俄ッス 來すを

に、真実口をたか、ない、 機能だが、大き大きない、 時をを引い、 かが、ない、理が、 別いて 日的行李 何小 肥金 日の大きないかはは 時 0 女 11:00 自治 腰 3 11:5 粉点 1. 周書 7 を 四有高周 角空 お け な E な 5 ぞ 旗位 力。 7 水 0 13:00 思かテ 形等 髪はは のな 0) EI る。腹影 眉清

を三と二 癖なの ず 使品 L 指でだと 上之 7 から った 村的 徐達 弗馬 10 あ 电 共产 迎親 其を安は 自急事を時等 1) L る 其" 0 11 手がめ、 人であ 吹きったい。 is 指導 15 ٤ は 0) 金行環が 男を 後二 剛士の外景の 沿海 it を を II 道等がき と話は 然比 尾 好寸 二醇は き、 て L 絶た が からから 女将が だ をし は 日常耳及に えだず 0) 強なが、 何心 る。 オレ 能力 财。 から た 生に手に時達成な 其老 7 と買いい 15 F# 無言 [ग] है -C" は Hi. K3 0 野野 我 様う 水党 do 寸 牛 チ 10 げ 0 0) 1 一野で 歸於 指導 金額 を **ラ** to. とは 學手 発きが な 10:00 1) 1) 1 第言 Ł

精い掘り人気に 理ッ 子が出き上素坐まだ 表 だとよい のに上京坐 物湯 前に と忽ま n 開意 11 座の女共を見渡したがなるとなった。ををきるみだったいやに注着き 男は の手を 恥を診 3 L フ 1 れ、自か 年台 ż 三鞭酒と行が進寄つ の姿を見る が、早くもきながらか れ って同じ長 弘

700

う

處言の光 と 他<sup>た</sup> 膝<sup>y</sup> 一人を取り 人三 方でか 様が子 た基 t 0 ン 宗教書 基督教徒 席に居っ で精 いて其の ン 何子に付きなが 二人は客間 時は書面な の帷幕を片寄せ の大量一本とコッ 原を見出 近道書の たななな 速かり は いへ這入る を見計 して 勿論、 がら、美 の 椅子に 着くと、 膽言 を潰ぶ 次? 、プを持出し 進式 術 かかいたかいかい。 かい客様で、間が 館がで たら 默在

気を ながはなっを手にした を上げ、に を 何也 オレ なに押付けてぐっ! たが三人とも お氣に召しましたら 一口がとくちの コ 白髪の ッ 番頭が第 其是 味みで 一人の方を見 0 儘 ジ 22 -F.

置人つてお 歌記を えて二 樣 する が 笑き 0 腰を振り 0 近ま フ 36 口 113 ラ を送出 は 態セル 1 カン ストの摩 たななななが ズ しく 間氣 11/13 毛力 外色 向むを 接いなん 0 向いて客間 気きラ 廊竹 チ 0 L 事 は、最多間で 7 撫介

友等

0

だ窓煙草を一服しての発なさい! 0 け 二人は其の 其音 銜: た此で 御門免 ラ AU 後の漸く元気づの様子に男は今が た巻煙 膝 突然に其の 歌から滑り - A 11 なったと見る 煙草を取つ だってがに男とりに情を含 服して 儘難 元気づいた 起きなので、片手/ て一服し、同時に片手で がなって、片手/ ながた ときなので、片手/ オレ 膝ひな た。片学 1:2 が 阻力 ら一人の 他た 0 合言 格い 意言 が子に着っ 朋覧 ので、片手に女と が大き付ける。 116.5 步 力。 指先に挟っ は遠感も 0 61 傍に たが に進す

衣き服 ら経、 誰た醉る順な 自ら 此二 れ U L 彼か いなな 肩禁 弘 を見て 1:2 0 なし 4 あ 力 選好 0 見立てく金髪の らおきた、 ŋ 他在 0) 一人も 3> を打引 れる 今は躊躇 食だる 座さ 掛かけ 成。胸盆の 女祭 0 残空 と見え、 44 瀬なけ رمه 獨計 力場 見ずに、 人的人 影。 番点 不言 石管 L

其章 生 の 席: 想 他なったがで 耽言 る - 0) 座さ

返たっ 馬亨 2 L 何為 乗り B ぢ な T: 造" る大学 L رم 無 4. 答さの出 相機を 来 黒人を情失に たよ。とぶ 4 がつて馴染でもた も悟々 红 オレ 0 の手 別さ 付 形勢已に定っ 奈陀. 長 しく話打り いて一人二人二人 ば、 性はれ 0 其の 0 和是 る 一旁に居 チ ア眞明 恥得 格子に坐 なす お客 知し らず れて了生 だ

游戏 時に に鳴さ 其 花を Ti た當人が 原至 類目送も 6 注も引なるないない。 が例である。 駅のに居られ 取片 IJ 造り ら起か る問

雨をは 足を男 船上 男を 太き 漕ぐ い笑摩に打消 動言 で乗になり れて聞え 兩等 手 に男の肩をはれば、 な最 0) 醉 抽: ~

時書 0 格式 玄 0) 守護 短兵急 3 全営の

明あ

は ŋ なう 侧部 鹿か 0 る。 0 其を 7 なく ると肌差 0 女公 居た 身だ 0 腕や 1 建作 7 眼め -E に田舎者 居る B 0 肩かた L ル 臭と身 割的合意 る 鋭か い魔に がの様子 0 を入れ が 此二 からず、 ٤ K れ 中夏 8 如い 杜 ざっ 思意 の熱気 た様言 何か L 爽心 れ 昔はな 红 7 いかなっ 1 れ 牧場は \$ ス 7 を 力 同冷嘲牛分 感ずる 油 丰 い。週間 ナ 一同好人物で牛の乳 ぎ 胸意ダ 1 額は か 生产 K 2 酔ふ の日も か れ

流行 出电 8 ラ か。 取1 事とも ス 兩親 歌? 秀 ガ は事 サ 1 毛 歌さ 取上 元 6 0 イ は N 美人の 元の摩には 限めは 伊了 伊作 Ħ 10 0 る って評判を 太利街で露 太 ゼ 0 0 な 宗席 席 黑多 フ が いつてブ 50 潰器 1 例がで 6 V 寶芸 影がを 成本 獅 年亡 ン。 de たや 身を to ŋ 麥片 店 四? 5 偲がば ま ī ŋ 河 を持いり 樣多 ΄, た つ F カ 0 れ 八节 ゥ 其を 1 + な カコ は する 百世 潤る 2 デ 四 £ 屋や 7 移住的 後 8 ン £. んだ を 1 下が、 容前 を 越 5 75 0 0 B 意情ない 氣に はぞに 芝は一時に居る時に 光 時等 L 色的 澤を の類はる 7/2 たば ď, 家中 He にコ 6 カン Hie から を 持6は る カン 1 7

> 流行 事をと を着 身弘 て居る 時等 を 1)歌を歌 云心 て、 \$ 丰 は 0 外宗 理り ヤツく ~ 味 宏 らず、 想き 主 b は 何 6. 覺えた だった 0 U. 男を 境遇。 夜点 でも つ ٤ 111-3 でけ、 Ł きる 事を時はない。 13h : 面は山地事を 0 かって笑ひ、 別智 渡れて を なく 年に頃る て んで 見》 透 3 7= -3-ば な 家中狭 時言 可至 笑が時じ 様う 45 0) 真 7 本》 物品 ع 成 L で喰うて居 ٤ 1= たたいた。 もない J. 衣むの In. L な た

居和口名 を合語 何管 75 B . 6. 五人に 彼か して が 4 更に又他 定等 暴風 毎き れて了ま 他 いづ 0 過す 0 0 きる れ \$ 又友達に 力 0 様さ ----7 陰智 废 物多 な 事之 特也 110 1) 間次 を 7 送さ 관 \$ う緒に經常 82 事品 1=

٤ は

石坑 に戻る 11 女女 力 D 晩金は 將 商也 下片 1 ッ 1) 時間、 ス 0 容常 デ 米 は と云つて居 1 1 6. の変な 共き な 2 7 0 15 ع 7 れ & Ki 馬鈴 極 だ 杉 10 が 1) 化は茶 け 游 を 0 鳴な 紅なり た あ 3 п 0 來《 カ 川えど デ ì 7 す 杯点 ラ る 计 Ł ŋ ス 此 Zs 排於 Ĕ 1 此 れ 当 社 0 1 カン 7 に一片常 を会認 4. フ 6 夜よ を行 カン 間に一 然らず 夜 夜を皆々 -[-1 0 時じ 0 部;~ バ ス 流手同等 屋や ば 1

チ

居" も

と特持 各容 舞等 V -6 ゥ 食品 1 あ J. 1 2 ス 被方 刻では 節なり 1 を 主 此点 襟 ŋ が高いか言 方。 け 力。 -[ ^ た夜倉頭 人先 上記 陣芸 出 取" 素人風、或者 Ŀ る で、下に扇さ して 人怎 ·/ī. 初度生 0 LEG 數 まり 外に 女儿 しま 者は 貴族 8 几 1/2 % 自发无

郭冕

0

る 0

はからい 弱がら 2 5 來 5 IJ 佛 ŋ るフ す 其 時じ 时亡 南る 3 人 大とが 人との 連 がって 明っ 西 から Ł U 生意 1115 過ぎ ラ 人 世を だ音、 持 がおろう れ 連記 0 繰り 元, ま 後喜 岩塔を ~ 胪 时意 二階三 草 が 近克 1 時世 明介 所言 3 Fiz 0 響を劇り 分流 相等 電影 料學理學 口言 展唱 0) 場。 手飞 づく 鉛がが 事学の 雅社 た 俱 者 閉性 it 何 Ť 0 7: 處二 場口 种 樂部 外是 悪 金约 時主 呼引 連記 から称 儲る をし 學. F E 商店 祖常 WEL. IJ ラ 求总

員な場ばか

チ

番! 6. 頭き 1) 1 时之 金 4. 肥之 黑奴 な た る の男と 0) Kir 女 見"て から F1 " を 開<sup>5</sup> 地艺 將 形 1895 人に 作法

0

7

瀬次色の

巷

K

身を

下を

て了い

0

た

0

だ。

あい ち \$3 何能 か買か 江 旗陰 5 を見る 力。 10 ٤ 台湾 ZV 進すふ 4 易 0 0 発性も 其さ 議ぎあ 中草 る す が 然上 は、 b L 0

が 家い 中等 0 疲忍 7 九 IJ を Į 呼去 題ま を L

間達の無い交際場の白手袋に洋杖を持つたないでは、 できない 神の とう に 田る 女教 白 5月口に 田る 様差は表 先多 い交際場裡の紳士とごれを持つた二人連、何 0) 容問に 云ふ扮装 何也 毛时 處 一計器 んお なに女将なり見ても 外套

0

見る合き 0 大女の 女然 のない 22 る見るまか 力》 の中道 の特を 15 から浴見り Ī ŋ 出で シッ 最初に 同等は た 7 物制に 直にきと 0 L 红 た 立ち が ブ な 上点 忽力 ラ ŋ 同營 17 i ち を 次言 怪が客 チ ナー 様され 間ま 進入ない 顔は ~ カン 預能 否な を 力> る

立を変と 5 ・女將さ ٤ 部湾 一探偵だよ。夜會唱 で置えがある は 行 カン な 服ス 拔聲 V 足も 0 L 力》 ね。 7 着きや 私常 同等 40 L が 0 つ 傍る 10

警! 此。 が月に一度は必ず流行に流石は泥水をい 河湾 類語 女大 の脱れ 贩 夏と夜 育

共产

れ

TS

0

間影

家儿

山北京

は寂汰

٤

な

明初

香艺

佇んだ 云は 値を入り 海村 現然 八込ま ば 往常來記 カン 15 廊 FR す、 龙 下から地下室の B 引之前 逃忆 0 押 げ 红 ts る為ため. 用き 6. 意で、 忍以 0 0 -0 食堂に逃れ An. 地下空に K がもずー 或語 什儿 逃れ出で或ったです の月はい! は出いで 1= ざ 度と

搬場が出発ら 自うかき ま で女が 此の社の社 からせん 大龍 て、 t 社を含む を 洪芒 15 度と 取と 御。 ン はない 东 間愛 漢法 はま 冗談な を 6 四男を Ł 波公 男が命 悟が 同等 0 を 术 早時呼 注っ ケッ んだが ず 4. だ後、「 る 1 のさら 0 維統 揉出 枚ば 利り \$ 3 旦売なな 用き ٤ フト Int. 腹は カン L 1) CA 0 罪以 4. X. な 頷な 82

H

は 此 に於て探偵二 37.5 一人我意を 0 di ぢ 得 90 たと 共产 だ や様等 -

ŋ 大震 妙常 洪芒 な挨拶。 學是 1) 15 Ł 0 い野の 佐客間 重 身體 女将は の長額 を 落を 操作 送出 出 河流 あ L 茶さ を 轉 月亡 11:15 をば 奴易 3 様言 0

> 上界配货 絶な L 7 た から 女將さ 來 女力 ing? ラ 旗陰 卜 を 1) 打乳用 同意じ る。 間点 頭信 Star of を 資訊 と一寸差別 食堂か を 鈴を 心之鳴言

然し女将 L は最も 5 落かり 返事 を 寸 る 剪氣

「女將さ ね でも 今夜は 柔如

刻

オユ

。」と女将

は

和腹立

L

弗片

紙き 報ぎで 掛值 を i 非に三 Z [74] つて 枚ぎ 九 119 校共 掴がま た 捷松 \$ ラ、かなら

お寒意 もう 女將さ 17 Tel. 怖はい 0 地方 時をや 源死 地悪く又もな しと見て、 ん了筆 話を と裏 那点 は 紙: 料っ 1: 八枚記 逃 いと云か \$ L 樹 た連続 麗 並 13 た

なるま " ٤ 起 は女芸 たと Ł から か同情と驚嘆の を 見み 忽然椅子に 渡 0 海を見る 騒ぐ性質とて自分から手を叩き、 ジョゼフィンは年も若く然も少なった 太利種のジョゼフィンを 顧ると、節娘上りのクッとな ら長椅子の上で 後、座をつなぐ爲めにと自ら洋琴を弾き始め、 だとさ…・探云ふ不平は常に絶える時がない。 扱いて造つた癖に唯た一週間宿賃が待てないん のである。 を死れず…昨夜も私の腕でシャンパン五本も 此に於て往々女將と女共の間には利益の衝突と 書きる 分なりと容問に引止めて酒を賣られば成らぬ。 は全部其の所得になるので、春む客と見れば一 は大の禁物である。處が又女將に取つては酒代意。 べんと一人の男の心任せに大事の時間を潰す ジョゼフィン! 女将は今二度目のシャンパンを注いで廻つた 共 短い時間に多くを得ようとすればべん |中白の番頭を相手にして居た伊 一ツ何かお歌ひな。 く、相手構はず 。」と先刻か

I like your way and the things you

I like the dimples you show when you smile,

I like your manner and I like your style:

と離一杯に歌ふと其れにつせいて番頭も調子 ・・・・1 like your way!

と 別の指を扱って引張る。と 別の指を扱って引張る。

新頭との様を見て、「いや其方の方ちや、もう は猫をきめて居るんだな、女勝さん、共れぢや 最ら一本でお開きとするか。」

と云ふ風で、「大軈な御元氣ですね。」と力なくを新得たりと洋琴から飛離れ、マリー、早く。シャンパンの御川だよ。

- 酒に女にお金がありやア何時でも此の通り:- 酒に女にお金がありやア何時でも此の通り:-

云へば番頭一人で悦に入り葉色の煙を濃く吹い

I liko your eyes, you are just my siz .

d like you to like me as mu as you like,

your way

た。 とお酌を 女将に任して廊下へ飛出した。 とお酌を 女将に任して廊下へ飛出した。 がった のから とお酌を 女将に任して廊下へ飛出した。

とというとと思いるのが聞えた。 とといっとは無えや。とというのが聞えた。 とというなは無えや。とというのが聞えた。 とというとは無えや。とというないて其の場に居た大女のヘーゼル、佛蘭のから來たルイズが可笑しな疑話の更語・・・やがのはれれた男の響で、「シャンバンなんぞ我になれる。」とというというない。

## Ξ

來る 知らずく、酢ふシャンパンや麥酒やハ 揉込んだ紙幣の胸算用をして居るらしい。 ついて生欠値をし、ブラ ンも今は流行歌明ふ の混飲みに、頭も重くなって、元気のジョゼフィ に三肺過ぎになって一しきり 女共一同流石緑夜を明し 入れ替り立ち替り人の出入絶間なく、夜も既いないない。 ないでいかはな 新足袋を折々引上ける振をしては 男気もなく、ピアノに片版 ンチは脳の方で下 り客だがよ 馴れた眼も 1: 其の 1 E I 1/19

さら 女房も平然としたも か でも 可成出來た方か。 」と恥を 知し را

内加

こへ這入つ

「さらだね。大した事も 方を見返ると かつたよ、 なかつたが ねえ。 しとジュリ 2 れ 6

チだね 力。 「うむ。 ファ u ラ 私にや、然しあいは と頷付き、一一 \$ 少し見智ふが 番上手 な心 行 が可いぢゃないよ。」 は 矢張ブラ

「何だつて。 7 いなお は 手に 世世 L. 話わ た暖手套で亭主

通過 程はしてはっ 通 酒場の給仕人である。 へ出て表月の よ。」と行掛けるのを、 酒場の前まで來た。ジ 火は消し 車掌夫婦 て居る 3 \_ るが ٦. IJ IJ t 內部 は ヤ は 0 亭に夜よ は

カー・基準に急がないだって可 ・基準に急がないだって可 ・基準に急がないだって可 げ 可愛い人の顔を見て ね 可い 遣るもんだよ。」 ちゃ 75 办 時に

が先 2 書か 目立たぬ裏手の戸を押し 車掌夫婦 婚芸な Family

たとへ

ば薄寒い雨の夕暮なぞ、

ふと壁越に開き

は寒氣を 絶えた六番通 0 冬の夜の明けるには まぎらす 神治 為ため 方から醉って居る 獨問 か、中香に歌 が あらら。 つて 人通 來る カュ ŋ 或等

····I wish that I were with you,

For I'm lonesome and unbappy here

You can tell, dear, by the letter that

の響。犬が何處かで映出 遠くからな 街を震動し 0 一人襲來る 高架

道だっ

(明治四十年四月)

支那街の記

見た丈け 望り由りを に 何の ず 感ずる事があ 何<sup>と</sup>う 原別と 力: 也 でも自分なが すると、私は單に晴渡 Z, ない るが 0 、その反動 いら可笑し 忽がいと とし つた清空の 40 程無量 7 関ぬ ては の様う 様常何を幸舎 色を

> ざまな暗黒極い い悪徳隆落の淵に投捨て う魔を喰ひ縛つて泣き度い える人の話摩、猫の たり、 錐で心臓を突破って自殺がして見たく 或は此の身をは、何とも云へぬ恐 る生想にた 鳴なく になった。 1見たいやうた 摩なぞが耳に な心地

罪業悪行が一切の美徳よりも え、真心から其れをば讚美したくなる に美しく且つ神秘 隗と云ひ悪と く無意義に見えるば まで からなると、最ら何に 世間も自分も美しいと信じて居たも 式は しく思けれて來る。 力。 りか厭はしく憎く X, 彼も のが、花や時よりも 動倒して了ってい 像大に有力に 凡ての なり

彷徨ひ B なき真の闇夜を希ひ、死人や、乞食や、行倒 うに、私は夜 れ 丁度世間の人が劇場 2 や、何でも 止みがたい いものく行るら が來ると云へは其の 熱情に騙られて夜を徹して さう云ふ聞いもの、 や音樂育へでも行くや りしく思い 夜も早なく月 れる 悲しい

の変をほい 土地と云ふ土地は大概歩き廻つたが、 されば紅言 望を満すには人の最も思み恐れる支那 ど適當な處はな と云ふ貧民府、所 ( ) = 然り支那 との影響

肝質さ の冷ん 五弗で 1 も其様に 見つ F L 歸かる ŋ なされ d, Ħî. 红 +-吏 ね。 事是 年だと 丰 だ 鳥渡っとひと 11 な Ziv. 弗 ふ月日だよ、 1 30 で 前さん達は 目 目 \$ 主 を だ れア、 腹点 + た演り重 年次の 大統領が 此気は 方がたいき L 其 0

> ほ Ħî. -f-7 年2. 7 は指環でき 7 7 ほ。 " た 同為 は 吹雪田 して 笑

稼ぎに來るジ な D 何と ラ 私やそろ 聞澄 カン の空で てい ユ 時に IJ もら 7 い節らうよ。」 が鳴か Al. 124 3. 0) を 。」と此れ 今夜は 車を 風かり み 0) 也 線を 女房 起で 外を カン

b

ひひろ

ゥ

二人は三階の ね。 上京 やア り夜き かう

小ざつばい 叩交 ル き から 然答 りし の支度を濟して女將が室した風に着換へ、帽子を して女將が室の戸を鳥渡れた。 帽子を冠りヴェー の装束を脱捨て 7 外型 0

bd r 四時過ぎま L た から島か 1) ŧ す よ、天気やら 晚 3

身<sup>み</sup>を

全くの話さ。

-1-

- 年がま

指環一ツ

[6] {

返欠

9語なく口\*

を吹む。

女彩

は

意気切り

す

さら

ちよ。私も

其を

の時分には

指於

環かと

" 無な 其<sup>そ</sup>の

時分に 年次

11

カ

Ī

木 カン

ギ が

1

も

交が

なし

0

土方

٤:

離記

繰り

返か

と、他の一人が、

す

合頭に佛 しば なら n なら、 たく イ ズ の情夫 陶べ と長く摩を切いて往來 斯治 から一緒に手を引合 ij 自動車の É 廊\* 下儿 0 の運轉手をし 外を カン 出る 间等 して居る奴が 居る `` さよ 1110

一客間に居る すり 夜よ 明的 色男は其 Ħî. ズは: 時近く からが 温され 上上間 樂なり 情失い だ 18 \$2 \_\_\_ L. 繰込 戶 口 to 0

~

12

時

刻

n

が

無知

3

-F.

領

ル

1

N

水だ

海な

"

亚色

L

15

分

かい

ラ ズ

チ

が 1

口眞似をす

1

その

全様で、長椅子の上に轉つの裾の音が聞えなくなるか

かなら

子才

笑さ

一个完成

は。

歐

風意

0)

妙常

な手

振行

0

鳥打

作る

を取り

1

大ひ出した。

で二階に上つて

しづく、松子から

立た

ł)

0

た日を

下方

成功に云ひ知

れ

٤

ら過去

經歷を

同想し、人生

5 を押: 彼の如くに消えついなり十二月の半とておった。 40 工 リヤ 寒 6. い痕 態とら L さの身に浸み 中を見る 1) しく身を 紹言 間 電影という なく わ 間等 た 1) 17 何堂 から の芝は ÷

掛かけ 流 0 ì ル 街だち 二人は云合し 石 0 前是 の大都も今が寂 大智 る 通はり ٤ の光は月よりも着く水より 例 初上 「「「「なった」 夜の た様にな 値に 明るく 身を指寄い い真盛り 1 して居る近野 ルが流れ 照らさ である。 りも合たくる 馬場 [만] -[편] 込む 水 も行き 其之工

を後に 火影に 今夜は大分早 た一人 見為 男が de 立場にはれ 無な 0 き 1

佐の 時 毎夜四 てず だ。 で線 -) 時の変代に近所の停車場か 起 車なり y, п 此 ラ の過で女房の歸 11 柳宫 して居るフロラの京は つて、久振 力。 接為 PH 2 だ Ŋ 寺 11 探偵が を待受けて居る 1) 1.70 げ

(264)

何的上

以いが

見み 华东

え

明詩

L

た

四

方き 苦谷

窓々く

える

0

20

人な

1

易

建たらに、

0

内か

な 0

る 昨年以

V3

0 す

3

は

th た

其され

放法狭笔

程制は

突まば

裸的 出

體に

な

0

女共

遊点 0

を

7

居る

明為

3

60

影響

から 3

0 75 カン

月かた る

燈はが

其をに

事をつ 鳴行 月5の 引か片窓汚る女祭 き 人ど如言 82 0 方だに 黑系 け た窓 た建物 40 眼め 利光 す 7 云小 其是 額當 75 は 0 忍。 其を は B 光。空意 を 0 中等 眉半 0 れ n 向也 背世 澤地 匹克 侧片 深点 \$2 0 75 3 陰気 何ら 面常 夜よ け を 17 火影 圓蓋 處 7 無な 外名 播拿 K 5 同便い カン 6 当 60 建物 3.0 一段 滑之 見かけ 高宏 6 赤葱 75 深家 0 ---漏。 片な 8 所是出 を 9 60 弱なく 4 40 投な な 其是 割的 れ 冰公 5 二定至 が 板屋の 來きた 月音 75 げ 0 信儿 K 物湯 L から 5 た。 力 色岩 · 李花 K V 浮う C 6 下是 苦 其をは、 三學家 人學 を隠 罪法 0 B 11-2 75 4 1:3 光 流等 0 8 知し 3 カン な 氣な 6 L 惟广空Y 居る ほ を れ B 忍言 幕を 3 7 红 儿如 n 82 " 地 L る Top 落言 大龍開電 そ た 0 た 0)

流流流 壁心 然太烟路溢意 或常等時等 る 污· 易公 は 方は地 K 夏な 熟也 カン 夜 事な 红 を 呼吸を変え は 冷さ 油電 日太陽 0 82 鍋なの 室の閉をい 臭い 24 15 気き同くか 照明 樣多 から 3 思を眼や 快感 0 はに < あ 風光 DU る 見み 方は を 下かの ば

く 構なに、 向合い 仕 < 氣きの あ do 1/27 入を たと熱ち な 7 6 地 人など 0 中 身み 2 0 度と を 45 0 調をなれる 0 休字響 建なり 思きの 耳引 窓書 零落 ま と窓を 支なを を 17 ち 果て 破 キ 放き 均意聞き る 人と 根ね カン で表すが 繰 1 夜苦 6 返か 齊二 から は 歌え 弾な 牛 .C. 色岩 女 ~~ 0 ( 私花 1 馬のこし た \$ 明為 居る 0 0 香沙 红 15 6 其多 學家 る 3 L 0 樣な 樂 あ 00 光っとは に佇き 單先 李 私な 物多響為 オレ 5 de 間等 はし ほ 調 晋是 14.7 步 川意 6. F. TI 15 が 選り東き酸ははる話すの 発きの一がすっ向き中なの 雅能 た あ ま 3 3

豚を居る 汁をて しく 羅ら を、 見み 佐藤 0 独作 九 古言 ば 玉雀 米瓜 恐些 を U 金 狄 打了 た 3 Us 階段 の中が 壁が 臭は他た 丰 氣 上京 は L 場所 塗り つい 扉点 游子 線である 折りな 0) 7 月と -6 日台 中は 瓦州 際に戸 阿市夢思 戸と 斯 別に は 日华 肝能 \$ が 香泉嗅点裸情 階!! き 火 あ 每 拾 気"け 0 が 资 點 狭. 道性 著言ので カン 入い 6. あ 廊 れ

懸言は

な 漢字 2 を 力。 筆で云か 太管 30 古言 書か字じ 朱芒 其そに 唐龙 紙し 他た から 緣公 R 起 施告 と 張特 種! 仆

> 米アン図ッな 吾人 ば、 る。 け -0 扉を を 0 あ 呼よ 女祭 を ŋ を半開に、 275 日標 7 北上 明察 0 下沙 L 開き 戸と猿き 覺え 日音の 111.5 -3 が出 那な 1) 蝶 聞! 結: 品 仍为 粉 カン 11/2 那言 至 本党語 浴 研えこ 1/2 /-す 1) 聞き オレ J.

を

越口

漏为

れ

田い

3

です

冬台

とは

全く

違認

72

は物流は ても、 の ある。 含んで 世的時 -3ŋ き 女节 別ご は 正言 猶幸 は、人気 た 女生 形 0) ほ 秦 共き 礼 那上~ 此二 準言の 米によ 會記 82 0 動為 海流 裏を発を 果之 其之 物ご は 人学 國元 Di 15 をは 废 中春 加山 力二 漢語法 11132 會 き なる 1/13 主 まで 业 is 3 -j-色美 集 IJ 般於 カン つき 潤兰 朋产 みりと 思言社 て北京 被言人光 劣等 海汶 からば 3,0 成、 本芸庫は人気 败 1) で、或者は或者 1:5 捨て

然も 次し 返事 投きは 行 彼ない 第元 唯為 を 込 人是 道" 女生 何 男 を do 間とを 何ら 言葉は WEL な 九 15 ば 75 £, 引等 使 11-T 其意 カン 肉 1) 5 塊 85 身み ď, オレ 相多 旗。 思言 當等 111-0 5 は 間許近 47 It? ·特(: 4. 能 别小 る オレ 據に 樣 1) の には 反 には 月 悲 其亡 1). -) 月と 様きら 様うの 日台

循 れ 其章 以 唇, 疾し も死亡 更多 面沿 红 鐵で 長等 時覧場が 乘の -0 オレ 7 1t 82 乃 すり 點 を見る間に " 1)

机心

屋やに ŋ 屋や照言が 四数大师 狭さは U カン だら なく置拾 クなか 人と 根初 4 3 箱に 貧民流 ा माई 入いつ ag. 敷料る 0 乃ち カンろ 11 連盟チ 眼的部本 間と 7 だ 石竹が 表記 が な 通り 後至 屋や 6. 山雪 潮 坂き 0) K れ 6 る 箱はく 手前 並怎 は だ を 0 视 0 3 п 11 那な 小 高架 近うめ 家續 1 上热 0 W 7 の様な建ななななななななが 0 街 紐デド 小家に唇 八一人通ら 倉庫の 重 し、馬 あ 7 ٤ れ あ 育中にウェー 用電 な建物 き 本党 種記 る腹いた 0 7 を れ 迎力 通信 るで たた 合き人と 伊生其色 居る 0 引擎 停心 線だら 大の間 から ち B る 0 0 干平車 放法 居る 空地地 此様 販量 誠を 間為 傍た 行作に先 L 出。 3 地步場 0 进? をだ カン < 0 2 0 7 10 夜 た 行器 見え 淋ぎ な変 ક を 移 11 0 荷に 敷き 0 民街 貨物 の紙巻 事是 脈い 望で 下方 馬ば L -> 空点 石道 6 で日ち ば 3 75 あ 持る 表通り 臭氣 處が 知上西哥 分宏 を カン 五 大 大 大 炭 炭 手 と其處が 區 は 画がで 世みおき る が ŋ माई ŋ 四: る 0 れ 恣意 光ないに を見る のさる ば あ L 0 は カン す

出で種は雑ぎな大いなく質が米 何 0 企 風言 で看が、 青藤原生 調等低行看 那な 利わ 11/2 瓦 化彩 悪なく を 店發 15 造 れ 110 た家公 1) 灯龙 -7: がなななななななななない 全然體 あ 並は たきるう 0 る 万とが 0 п£ 光 朱唐紅 さと 行を V.5 景が を 下 でば就に 0 げ 彩 張特 屋 FILE O ~ 共言 机泵 展や K あ 1.1 能がに から 护礼

管<sup>8</sup> 居<sup>3</sup> 灯<sup>v</sup> い を た が 編 をなった。 CHIN して は立場が 議で た支那 銅に夜き 珍りし 思想居动 衛品 をかか つく · 624 11 鐘』な な B 学にある。 MOI 人だ to 0) -, 7 あ 礼 t 響いがす 其章 から る 上記見以町を物等 追れ打ち が聞えていた。 20 路常に寄りる では遠に 料理りの端れる の端れる 子 支ルが ブ u 力。 0) が 料き 1 6 才 NICHIT-、 何注 人 家院 F." 理り 1 屋やウでエ 1 して 壬 來會 ら支那 15 夜よ 1 ピ 賭さ 適かり 各なたを 來る ル は を | 東京 更多 に好るな なぞと 如小 何かの 女郎 谷な 老と 話は自然ないに K 12 力 大震山震 \$ 0 を ŋ 0 不事熱な長い と引命 男ない し齊き暗む -迎了又表 後さ 7 10 が

空で地 を 濟( 理が要う 7 屋中 間か裏う な 抜め E で、 商生此 け PH 出なれは ٤ 計. 階が何ら Ħî. 支那 IJ 3 1) 12 共で街芸 of the れ 0) 建物 石尘 等の表合の 敷 10 物き過ず の狭ちのぎ窓をい間され

窓 15 115% 洗: 3777 物点 を 153 しナ 7-期心 如是 < 纯 17:

部系 は私生では蜂・がた居か 夜気の 0 0 < やがい 打了 15 分割く 所言 \$L 11:00 3 建たち -C: 其章 0) 内部

濁を句に向なっ 氣きを 別る様常 で、 し切りが変えるから 臭な女気気 物多 とば、殆ど地 の一変を 色岩 カン 壁窓に配 7 力。 2 別部 < 投格で 這次 t, 6 ね 6 物湯 程度は 0) 只是 ば -\$j. t 0 3> 沿き 院允 E 75 ŋ 113% 池岩 ds 7 カン 流至 込こ に足を 6 を 内。 れ 紙ない。 から 流言 の森嚴 其是 む 7 れ 社 た HITE 通りのは、 K 3 やなり 先 寸 11 < 0) 程是 居改 污空 日まに 服料 人い 路马 -(0 カン カン 15 る水流 6 常を襲きら 1) オレ 重赏 を 間 事是 片意歌をも は キ 3 絕生 11 盛が製な 12 石仁前法 生だれ た 濁り すれば 時等に 蛇豆 0) TI オレ E2 物の塵気あ 0 3 四たの間 桶的 رم 狭生 同ら 仮線香から 脂品 から 脚と様ち 12:30 8 とおき足を方き地 PUL 30 敗 機ない 空门 れ 姓台 清じの

る d, 建幸越で同等へ

を

0)

公のが見る出 物は試験で、頭へ 何いられ かより たたない お前き L 、頭の毛が御用心。 度とは、 さん だ、乃公の手を見なせえ・・・・。 何時背負ひ込ん 來らア。 つて了ふ。 吹出さずにや居ねえ。 まだ若くつて、い 足が引ツ 鏡なんぞれ だとも 鼻が塞る、手が曲 つれて 知ら で見る心配 質の皺なり 腰 ねえ遊 が曲らア。 -ぢき 商物 賣

に突伏 と笑つてよろくと女の室から に物恐しく と呼ぎ Fiz した、七食老婆は氣味悪く んで 口袋 73 から 兩手を顔に蔽ひ、其の儘寢床 つて、 内部の 様子を覗 慌が忙て 7 其<sup>を</sup> 其の場とに居たれ 廊で 出て來た 逃げ 私を も、急 去さ . 心上之

鏡に向い

つて夜の化粧をして居た

女は、聞えず

LES PETITE; VIEILLES (小老 す わが 0 は 勝等 ボ 狼 1 ١, V 1 呼んで ル が Ruines (残ない 1 ⊐\* ì 〇の一篇 nna 贈さわが

か、後にはこ 私なは、 中 支那なな 社会 こ云ふ事ば が街を愛 の一隅から此 る。 利なは す る。 り心配して居る 所謂人道慈善なるも 支がな 0 街 別天地 は を 0) 花装 棉 0)

## る き

余は 都と 自か 夜去 を愛問 してはなる 燥え たる燈火の巷

如何に余を喜ばした に上き 見ざる。 理》 を出で 原の夜牛を愛 存 き不夜城に御座 き事と存じ候。 1) からざる 余が箱根の 余は されば より 余は本能性に加 0 月品たる 停車場、 候。 らよし、 色彩 隔離さ 日か沈ら 時は寂寥に地へ 度等 程明く眩き電燈 みて 事は君の して 街と云はず辻と 月星 塗る 座候。日本にては到底想像す 夜転る なき此の新大法 -1 大震 に余が 0) ホテ したなか 遊び 燥え a) 候と 書の時節に ル、 3 かけ今更申上るまでも コークに着し 能人 如言 波云 又知 生活を言い 四の魔界に き絶望を感じ 舞蹈場、如何なる 紐言 知し IJ 技に ば殆どん 的にこのは is 云はず、慰場、料 育は質に驚く の大都 して るく處に候 ¥, 0 必要物 御座候の 銀光 光明世界を と無意識に家 以來到る處 ず、恰も生 東京の家 燈火 0 夜が 夕暮古 と相成な 所言

> 底に 彩点 眠め に美妙 を愛い 時書 の習るは れには及び中さず 水 如くに許きそ 加。 るが如き 如言 候言 ひにない き物行 小方. の色その く置 か。 企" 如意

2 知識に誇る罪のなりた ける人間が 示する 意志に戻り、自然の る が如く映じる 余が夢多き青春の 死し のと思い 務る罪の花に候はずや 眼袋 が一切の感望、 IJ じ中候。 上川 は たる太陽ならず 杠 の法則に反抗する力あ 思すも 代言言 の眼には、 同等に 幸舎福さ 人間を夜の暗さよ のはこの 快会樂 懸ち これ دمېد 燈火に は 人员 削点 の象 地上に於 を朝り 候か る事を が耐象 Ŋ 7

盗賊の面も 界は魔の d, IJ て直続 主候の如くに気高く相成り IJ 不減を歌ひ得ざる隆洛の詩人は、 ればこの光を得、この光に 現場の実に終った。 いんの 世界に 候ぶい かて Z, 教院はの 罪と暗黒の 虚女よりも 限られる の婦 に、放蕩兄の姿 女もこの光によ 美しく見え、 神の祭え会 Ì この れたる 光に

Voici le soir charmant, ami du criminel, 11.11 Fuel

識量

色

U. 面党 相索を手 こそ大變、彼等 な技 はず 彼ない な 堪た を 4 焼や時きに は、 用裡 3 見か 譯辞 れ は 华 \* 27-82 火台 な 0 82 灯 ち 病 杯は B 6 病状 0) ひ 叶片 なく 15 唯ただっ 0 رجي 上之傾然 如言 男き がこ を 否に う る 服育 腹が立た L Ł を覧いったく 1) 狂気ば 應ぎ

L

0

In.

オレ

81

忿怒を

感ず

0

0

見み 元は 神で得ず、 野心 の 姫の 姫の 姫の 女共を で活 上海 00 0 悪変のかに 115 る の外に、明い日の外に、明い日の のは、統立三に止す 意に 此二 礼 等、悪 () 漸っと の女皇 = 3 其 處方 Fo 5, 8's 安息地を 华勿 の記書

遊り 無しは、 用をし 品があります。小箱できない。小箱できない。 し、 さま 宿はの 明ぁ其さ を拾資 を賣 月のは中 あ 老婆 7 ナニ はありるで、 行商 मिट्टे 生生命に、 思想 15 15 おか今日の夕ま 水る 親なし して 人が 群岩 育江 使屋さん」と云ふ 歩く 0 宿なし のなの あり あ 太 生き 黑经 12 涯が 希: 萬別智 かざ 生命 と思し を旅 悪き 女 あ 命 からな 5 饱生 年党 様さ あり 3 月月二 推記を見る 世流旅 る。 75 が な変勢 to, 11<sup>15</sup> と彷徨 る。然か かい 4 17 共产 の本郷の オレ る 82

ば鴉

筒を

<

引驰

مع

平安を

L

んで

居る 如に

6

0

Z,

0

犯等

0

時也 -机

间多

3

例為

あ

へ經過して了つて

0

て

は、中は

此二

って、折さへ

南 رنج

オレ

破 て、 火学 B

の髪毛

を引権ってい

居る

2

なぞは

珍

1

L

大震ない

たに自じ

分光

(7)

身み

0

を云馬り

り、意

は

は器

物さを

を

た

B

世

0

床点

身を 17

の俗なら の常 平介又差隆か 吾記 和か下たち 吾記 悪な 4 彼等 12 ば 0 手で 到ない は みは カン は 得る 15 IJ 下上 カン .<u>†</u>ţ.~ -}-カミ 6 0 女家 福は 0 南 れ 捻いばれ 樓 主 -) 3 た。 果に 0 3 0 に、人は後 引拿 身みの つね た ば 南 果糕 搬主 上之 成な 身马 U 最後 1 を B を 速気 ば、 1663 ば 82 如い破り 此二 p -0 生上 0 れ 幅 6 から は特別に 最高後 多意 人 問 其で رمه

恐虐彼れ縁をぬる等をを

眠為 L

打造りな

戊も

度に

ति विष

分允

は、一個の色質

红

80

た 3

る

良いんに

引き

れし

放世

111

來

0 て、何な

かっ

勇気

決らん

当

27

No

想

{t

116

内以

業

TI

事をかい

た

もう

すびた

情点

その代言

ij

前ま

脫

ててい

-3-

新是

から

HE

來言

0)

服めで

此處に 病院隆落

ばきた

なら

総望い

0)

長さき

を

細なけ

れ

ば

歩む

0

ま

までには、

人是

人は世 文.,

RADES

くんだき

0

樂士

あ

本語で

烟点

の天國

の佛蘭西

詩し

八人と

は

ま 所は を扱うて 眼為 \$L を 0 た dy. 物品圖管 せ なだぞ 130 た 82 Ŋ L 奥瑟原 を 7 流生 女皇郎皇 雨。 p 原 かた、 1) と其 污色 沒占 の鑑賞 6. 2 で活 称に 虱 を 床がかした 0 7 0 たり、雑ぎ質の 保温

る時は、経験活 れて了き 得なな 見みせ、 て の慈善いて居 ならば、 巡って物ををす 音を 開発力し る たま ので、 酒 郷く る F 李 る 41 ٨ 催むで が に に に に り と 其 っ 0 を 知识 々人 1) 0 江北 オレ を 其一 であり 也、 東で 腹管 7 B あり ー) -( か。 5 柳 IJ L d, 後於 新門 11170 すり E, 外を 登书院 T= 岩 又意 は 場送 ま 被方 る 旬 1) 安克 隱 L. L き オレ 老院とよふ字様にし彼等は此の方で -} 此方 F3. 悪をた 豫よ 樂 突? p を 9E オレ 知ち 此二 開等 を 工法 横行 流洋が + 5 -j~ 4. 或為時等 Ho 曲号 1 オレ ば 11 女をおんず ば -0 H. 終 0 你 15% か 跳 别。 Ű, 人指 不 L 共 3 然ら 思され 思特 作: に行他 X. 敞子 を 此法 出たれ 靴台 ナニ

造

は

此

立電

B

候小

點が

图"

温い立た 気きち 洗茶迷達 見えず 近京 7 U れ 用小 低? 4 0 当 が、 街燈をたよ 7 石竹 人などの 段力 忽 を の鼻を打 ち 前に 15 L IJ L たる 15 0 ŋ た 0 は る を 学 と 女ななな 悪き 戸と 口是 より は突然立止 余が 帯び : मेरडे 自言ない は た 主 る 图"

出し得ず 道念なけ 見み給金 んで 不。5 を添 12 間の中に陥りたさればひて、必然なる 拂 議生 岩石等 なるは悪に te 礼 ば たる 反法に 身を なけ 人公 果實は は たき れ は香氣を増っていませ 對する 罪る ば る 红 の冒険、 水等 熱等缺場 L は激ぎ 趣。 しく \$ す。 味にてきます 世 驅か な 悪を 候ふ 5 'n 谷質 オレ 而法 臭ない 候の 200 o B 取さ 禁 流急 寧じろ 2 B なく、 \* オレ 制点 何意 九 かまれ 見み を

死し響い合意段を人にき、からといって、 余は導か を 階於三 き 水を踏碎く 候ふ 髪な何らぬ ŋ 行物 の如くにい 時等 余さを き ではなかか ŋ 7 女をなった。 湧っき そ 儘 Hi. 0 階に日 余が カボ E 中夏 出等 如是 かく 3 3 禁門 殿だ月 か 200 物為 へき入い ع 月と を無でも知れい 8 口美 は敷物 登し 10 人祭 れ 鍵が 入り ぬ冷き 0 市假 き 冷き深まから なけ 處さ 間。 3 まで れ 0 世 梯管 ば 子言 上原 湿で

る大小屋、 見みえる 古まれど、 然だたる 忽ら如言 たる 瓦》 婆見、 屋や 斯、 時感 てはなかか 根如 0 彼方此 似題と聞い ---灯口 なぞに、 第5 -給ふ心地好 15 水等 岩 3 の様 破害 溜れ 方に オレ 心心 礼 T. < 密る 思な る たる長椅子、 は 脱剑 魔ま る手洗鉢 天井低く 糞にま そは 術 生物の U 捨って れさに御座" の如き 諸法 ょ たる れ なぞ、 3 ŋ れ 汚れ して が は 古家び、 候的 し鳥ち 居心好い 余がが 寝意なると 現台 種なの 壁は L 礼での家は 寝衣、股引、 0 日め 黒きず 與す 3 住家 を 前き 現また 2 室。雜言

は

脱めぎ、 る椅子に腰掛 いすいこか 朓京 B 深意 自是 迎彦 きない く施っ 像を打仰ぐ 成り 日け、 を くさないか き 和( 下衣 を煙草を 女は 22 が 早や帽子を 考点 如是 ッに 山學者が沙! たなり 默然とし 05 候会 朋とさ 漢に IJ 余片 1:5 7 から 其" 傍かな 衣を 立,

> 3 眼的

を恐 を傾向 あら 衣すで 中 見みよ。 現点し オレ 胸粒 は 石像に け なる CA 修売な 彼女が 7 7 人を認 煙を天井に つく、乳を見い 腕を 共产 非常ず を上 0 かた かない 都足な げて れ ず、 将は 後は 胸当に 吹く様、 L たる 諮有る たる 勇敢 の上えに 学身を 後言 雨 111-2 女子 あ 頭 足 が を行う 組《 1 部為 きし 美び 自当 を げ 粉点 反片 支され に反う 藏 Ik's Ł 抗智 とがに 44 度でリン L 7 12 上之 访 神歌 鎮盆 下是 ま

> 面蒙 も管という 1 ル から ~ き toi カン mes 0 デ désirs カ ダ ス 派は吐は 0 父な

光, 水学 ŋ 其章

F"

Ł から

à.

え

82

眼影

色る

は

婚姻亦

落を

大だ澤

见》

重蒙

当

験を

压

15

眠智

12

りとも見えず、電

8 go 毛

٤

提誘

致

石品 城ら

を

以為

壊が

時等

Ł

戰人

护章

面意

は低い 0

落日

悲

州上さ 破:

美を

水品

ず

Tes trios: citerne Si, buivent Ħ

Til. は 病や V. が める 又差 望る 24 我や 除? が 疲品商等 0 れ 如是 心となっない 潤さが 力が J:2 用等に 水も向気 水等時等 なり 独信 から

Ces yenx, ni.

Sont denx

祀 L 愁。 を混合 余よ 種的 15 彼江 なければの女の眼には 1 等 悲欢 習慣と 滿足致 L 冷きた 0) .ij: 色岩 寶 道など は 可憐な 3 あ 拟 0 見るせ 如意 精質 ざる 0 暴ら 雨影 82 汝怎 7 散で彼れ 等 75 ル 眼雪 グ 77 12 11 70 H 0 犯 鐵二 IJ ŀ F 片だに ٤ 0 j.[1] 0 弱。幽。 金

Se ferme lentement comme une gran

l'homme impatient se change en bête

対の見ゆるやなり 彩を場ち 人と くに は 10 の如う IJ たる 入り 1= く進さ 友なる懐い る燈火の光に降はんが為め くなからか 閉を 高なき 川でて さる 孙 否是 き圓天井、 たり 來記り 40 れ 影響を وع 覧しく流行歌 に晩餐を食 ば 直に家を出で、人多く 心焦立 き 見る爲めには 余は昨夜も 夜はな 廣き無意、 在安 ったと を選び 歌など歌名 de de て後、とある劇 例かの 北部 屋心 中意 非ず、 174 な 2 如く街 方は れば、 如言 部ら 野獣の如 趣は、ば、ない、低いない。 の様態 金色に 集り < 1こか 共": 犯言

然見も 静ら初は間次面は りま夜やのを撲っ 行ゆの情を撲っ なる不安と、 情味 の頃入場し く交き 知し 中夜を をおれ得ず候。 の影楽 人は KZ それ 街道 余は常に劇場 外に出 たる時 件ふ好奇の念に誘 四邊を理め 迷出でたるが 郷がて るや、 0 販売か 附場 見る。 を出でたる此 冷き風飒然とし さには た 0 れば、 ワ 如是 街の ル 引變へて、 の光景は ルッに送ら は 身は忽っ 職気 れ 0 · 摩? て 宛ら風 12

おみ度き心地に相成

y

りさからか

12

リッ

0

0

戶

口名

に思

飕

カント

时星

111%

す魔

0

化身に候っ

少芸艺

俊

の魂い か

忽如。如

して

街がいま

の火影に 融と

立規る」

かなは、こ

風の如き裾の音高く、いき「定め」の時にて、候

候品

時この瞬間、

Ŋ

30

杰

化料の

を夜氣に放

ヂ

力

ル・コメデ

1

ì

望のシック 閣談して自殺 取して自殺 で が如きにはか 何事をなせ にいいい る其等 佇立めば、よし 既是 位 弘 ŋ る 列なに 放為 総数 ٤ 見み して自殺を空想し なく より出でで と好奇の 燈火 灯を消 かき心地 IJ Ist? はからず 心の音樂に 犯罪 制 0 11 オレ れば、浮世 人で 花樣 折から、 服え 夜 なりは 突込みてい 更け を連想 深的 笑ふ弊語 て、 カ\* op カン に戯れる 不義の戀、道なら 0 盗人の疑ひ 闇の中に馳過る馬車あれば、 候はず 戸を閉を ŋ たる夜を心得額 8 IJ 街 とて親ひ知ら の限 胸記は 呼よ 造。 1 れ舞ふ蝶に 入りり 北外行 つく行くも 候かっ か き巡査の立つを見れ 趣品 ŋ 彼方に、 語かる 起さる る際 味み の樂みは L う川で は は たく る 起さずとも、何を フシュ 帽子を**自深** りは、皆略博に んと 似 高店 ちこ 云難き甘味を含 て、 波生 弘交 にあると輝くを ホテル の」如く見え、 つ揺く男女 以此處に 交際的 し、横町 ∜. 山の物陰に 折々流 かっ 不多 cope 氣地 浴をめ のみ行 サ ル れな の影響 共高 人员 懷公 1)

を洞察し 過去未來を通 御= 虚で 风兰 43-候 る神女 0 彼女等は その運命、 夜に は経 感想 ナー 男の

見みて、 柱語の 日为前党 寄香 近けば 辞く 恰も人の殴り しき ゥ に甘んじて、冷き汚録 E 余は 3 如う Ī ŋ 樹 れば男は此庭にその呼び止 水産の は思想を 心き、 見る心地 姿を見る時は、 を北み 発子·方 (集) ~ なもり人り 受別がより で川でてよ 泣なく がて つニ その ī 行手 が如言 + て、 問を漏 ・除階の建物をば夢の 掛 かの手を 水の その 1) け、 かい 過ぎした 調なり 更け 、なるを聞 水学の 3 行命に 滅る 7 报告 7 酒品 な 焼火を望み オン廣小路とも 時 河流 面影 納いた 1) 中候の に熔影 に満足、 た づる空想に 寺 前光。 學之 付け 版 がき夜に を 北を今天 聞言 動き 1 閣を き 北方

おみみ 何等 焼ないれたか 余は 見処せば、 事か囁く 出沒 の色黒く の変もの B 41-ば 知し < か、 摩えを 思女 爾側に立續く長屋は應に 82 なり 余に近く 裏街を歩み居り 聞言 7 と相対びて、 き 7 候ぶら 何處に 原物 北海 2 して捕べら 治る きし 少時で 手を 窓々に 電話 引いか L オレ 7 がはど AL L 再発び رېد Asin

自己 茂も 遊さ 白さる、 子と小さ内含さ 鎌空山空海るい 倉をがが林 居る如いて 自じ人是 木り飽か 事を十 1.1 分が 加引 T 何か居の例的分流 る 分点 は 何的 0 7 野のかと 0 只ただ His 林は事を 四是 居る 向禁 3 见马 聴かっき 高か 大作 狂気を 2 B 來言 カン 3 合な 停ご ŋ 3 が 思想 小二 小克 あ 事の 流なった Ŋ 車場な 氣 分がない。 る 吹き 3 空気気 か 和上 味品 ٤ 彼然方 ] 距引 獨声 き Z40 又表 1 145 河参 愛問 0 漢樣 ば 行" 逸与 骨なぞ 35 雕 村营 悪物 4 Ħ. 深流地 地 \$2 洋で る 島星 6 た カン 制制剂 緑かりい 景门 60 車 L 0 L 0 IJ. 市し 降物 居る 所让 色丰 思想以出 7 景色さ 驚き 7-1/13 談さ 地艺 特にを 居る ŋ 亚岩 足別の 秦元帝 小場に 達ちす 内で 3 通言 見み < 造物に を越 そし 野的 かい と、近ぐ 3 日中 17 炎 な 眼的 杂 到着なり 雑ぎ TS 國こ 頃第 水水草 4 過言 ŋ 8 p して 乗の 木 L 突片然光 色さ る な 達らく (F) 様う 色量 田門 軒兒 林塔 ĬĽ.₹ 近才 がい 何な 開かる 独 11-4 化的 10 事なく 75 帯に耐いには \$ (" 牧 限會 0 何當 ٤ 圣 倦う 車片其之來! Ł 反赞 殊美 場道 0) 汽き p を見る 製い L なく 管と 1) 12 一式って 島主に 0 み がしの前に南き 板的 が ツ、しから 車片 小点 3 رياي 果はて が 0 Ž 繁花 逗っ なか あ 小意 た 0 一川寺中等 本景が、〇 道等聲を

ŋ。

四点是

一面絶え間

陰が

ち

6

6

オレ

た

Ł

青葱 事员

草系

0 TS

だば々く ځ

生きい

8

40

6

入いの

下是 れ

を二

町

ag.

を

右望

TS

ŋ

~

ものため

强毫

局的

0

11:00

日用品

、上きばき

がた。 変なる 変なる を 変えを 別は と

八

て、

折貨

次

大説の

分元持

信をを

が

下げ

た す

家

٤

Zal:

i.

は

で

S.

to

t

٤

~

吳

れ

更言

なが 変が方を に 本語は 彼なた IE 0 とり 本党自じの方 れ 梅二 ルブ は高なに 7 な 0 居る L 0 海泉 カコ 樹 雕芸 3 立た 本学 用した 後 雜等草 0 が れ 低い 緑え たどと ば 7 The. 彼かか 通じて ch る 四色 事だれ 帮き 枝亮 1) 作がに 灌系 る L 務は此での を のは 上京屋や 縁える 木 てた店の小 廣彩 からさ 礼 頭心 げ 根如 風か 附言 加基 る を 4 曲点 を 第 Ŋ -赤蓝层和 通言 此 越さ ŋ もまたれ、大変を根のおける 近点 4. 7 えてて 小 < 2 男 縁に 0 **塗**号 相色 まり た 15 吧了 11 制力 3 小二 は 米 九 0 利" 問言 前生 此

寫る 聖智 市里 75 板等 茂ヶ雑まれ 學家 近党 ŋ 林光面 3 ¥, 所に 聴き た 肉にを 聞言 戦る小 鳴なく は 側篇 屋中 岡か 想 から 家的 學言 . . . . -> あり 靴ら屋が 游荡 子 た 75 51 3x のに 0 和党 此一や ( IC る 處 - 子ご 7 の遊れ ば 供管 カン 还 カン 0 來さて、 呼な裏言容言で る 0 かどうの 加 op 島星 人と 菜園 年記事 飼な ス 初悟 が 英語 以心 及 大岩 È 80 前 自己 ま ŀ 力 6. 7 t 0 最近と ~ 市し分だ 齒t な 11 分别 島の活 中きが ゥ を カン 割防 政吏 自也 ÷p. 7 2 カン K 人な ブ いな 分言 1 屋や た 6 は 事とス ラ K ま 其を 引の心 潮上 日台 が R 周ら 2 紹賞 6 0 類 數章 間差 F" 1 旋芒 あ B 妻言 介心 を 全党體に 0 15 繁党 L E 大節 た 飾な 共富 衍 7/2 6 0 吳く に家か L る 82 此 書上 7 地声

れ

る

ス

ボ 11

1

ŀ

理り あ

た opo

設り

す

取为出

L

年是 7

引言

便記

を

様言 時点

15

主 を 100 C

内生 な調子

残?

部上

力。

な

あ

約さ 11

東 男

銀やや 過さ ŀ ŋ 自じが /w/i た 分流 ケーあ 書館 ge III. 折々 t 前音 12 2 寒? ガニ 櫻 मेर्डे U 木= 取ら だ 0 地にな **陈**心 集的 け 1 棚 .C. 樣 do ス は 0 2 ح 森的 0) 15 0 1410 175 方等 This de 7 年亡 而党 惠世 力》 米心 月言 L 15 B Lili A 國之 ٤ 4= 115 を 力 睡去山雪 3 彼方 0 ⊐\* 階か 0) 越 0 移う を 後?樣 1163 待 败.5 17 4 宝岩 行がい 力を通り 0 午答 な 後去 113

間影自己族表 分流 共 通り枝は 10 る小徑をか手 晚步 金んさん を 海 を辿り何い す 1) 度~ 高点の 前贯 -時世 灌り を 华 木を頃で 越 7 雑ぎあ

0

-)

0

滅常 る 赤 0 0) を 0 を 延 0 葉を 廣彩

姚しが 妹き愕等 倉品 放き 0 が愚を 底に 親た 死儿 初たな 酒道 悪なの 婦と共 お笑ひ下され度くとは連る鎖に、候ったとは連る鎖に、候った み、 を 0 禁:押\*\* 滴るが如う 滴 たされ度 0 の庇護を感じ 余は其を 及く候。余は の見に添い のなるないでである。余は昨夜一夜でも變りなる 0 0 (明治四十年四月) 愛急に 冷き いひて横っ 血、暗 は 0 あ 1:3 らで、 1= \* る 夜中 治され 当 わ

六月の夜の夢

放記 は、 0 此二 運 8 連去らうとする地の身を今北亞水 0 時中 間次 にハ F, 豆米利加 ソ 佛 嗣 河办 加力 14 口言汽き 0 地よ 船龙 の波は ブ 近上場を ŋ ル 歐羅い ダ 離はユ

七月 女神像 は 7 0 の空に 次に第二 は 建物 女人 de 々に空と波との間点 一此の年月見馴れ ンの大橋、水の眞山 2 怪さ が 7 き雲。 虹色 より 深刻 0) 奉われ もなかり ス 間影 見馴れ 刄 ٤ きく ば h に際か 直到立 直立する自 ン・アイラ カン ŋ 礼 维系 行く 立美 薄かん

は泣くより外に為

P 4

5 知し 1,

L

6.

時に

-0

弘

なら、

红

L

力。

\$

オレ た

82

泣ぶ

步 は書きえ

ナニ

4.

時等

15

分ぎの

分は大西洋上、独立ない

が

7 れ

ŋ

0 11

で、波に世

13 心心温

を執

cop 1," 一一の学 岸に添 たる大西洋の C サ デ 海線 ì に浮び ク 田で 瀬也 戶上 115 カン L て 一、居る 今は

は 間 な を が あ る: V · → 生もう 0 日の見み頭で 显米利" いがめ 加加 れ 0 れの時、再遊の機會に接し得では存るまいか。一度去つて一度去つて一度まつて

水に身を投ずるかがに身を投ずるか 屋やき けじう 15 ٤ 苦悶が又とあ を を 0 名残、末練、執着一名残、末練、執着一名残、本様、対しない。 焦り 根ねぬ 七月午前の 分流 個為 る時に TS 月あ 北 ŋ は甲党 Ŗ かったー r 日の夜半ま一 板 ま 0) 全生产 烈時 ŋ 0 5 欄干 を喜る L 5 度見納言 L あ 力。 し 炎暑 やらに模糊 して 15 や今夜に い身を倚っ 只な時で 森的 彼かの、 めに見て置きた 林や人家と 居るた 居たので 主 の鳥の濱邊に自分はの鳥の濱邊に自分は 自分だり 心弱い 47-ねな無 とさ 7 カン け、 共電 た 無悔な地が とのみな 雑雑 いっぱん 光の ま 森り た水蒸気に海 せて る 名な カュ 可特 4 居るの小高 の小高が は湿っ 然はる のは夏を船会 11 0

昨は懐なは が 思起 事 い事を 0 別な わ れた少女 あ の数あ 本党 被亡 を去さ る 0 郷意と 事を中窓です 0 殊臣 四年前。 史記 オレ 支し 狼から FIFE P H 11 11 光利

44

IJ. 0

3 82

引を

加力

此でい 顷湯 横はた < ので 此当年 0 东 は 秋喜 ま, で、 あ る 調言つ 0 Z, 夏の 料点 グ ŀ V | 「先づ大概は見ま分は此の四年間米國がは此の四年間米國 中を関係の許さ 果系 7 の響き 树节 1 制品 から ラ に林檎 2 歌さ を避ら ١., 洲渡航 0) 0 海星 ける 花法 北京 域 邊 に引移 您十 出なり 虚 海りこう 0 移 見み 0 つた

白じ 滞に く到す 海流 る。 1 不言 中で チ 便分 速ん 14: 然か だ して居た人は誰 17 升经-0 75 見るの 其名 し自じ 1 き 船站 流 111-4 ミッ あ 澄ん 物場場 地が連続中等 分光 ŋ Sp 力が靜養す、 F. 名さ 75 1 涼 がら な橢 小さ かご 來 ンド 村で 24 場ば 11/2 do do 3 Ť ١, 游生 ピ 知し 知しば 形 117 って 冰場 1 の形がいた E 力》 HE I) 唯位に近んだ だ 位は其をなった。 は一夏 0 大 ٤ 庭 3 市中には一切をある。ある島である。 11:2 他作市 な旅行 を 處彼 維育に ウ ą, ス 11

知り自然で、歌を 5 武士水 動きは る 0 る。 白岩行" は 0 高な女をなか 学がら 0) 75 女房が 物等 が 3 夏なっ 分が 0) 曲意 を 雑き 姿態 見や 草質は 分か ぬ女は 自じ歌き 出。 は 細と 女がながな ま の後ょ が ŋ 無さらき は 0) れ 驚なる 小にば、 分流 < 初世 大震 聞きの た。 蛟\* を見る 17 手で ね 薄を 中なりない。 B 先等 を をばカニをばカ のつ 0 幽暗線 7 0 れ 高圳 通想 1 送記れ 虚が 0 外を四 たら る 明為 明: : 突き然 6 3. 草含 が 真られため Ħi. でび 居るる れの 事是 ながら 271 前 力 5 曲章 星に小で た 米以 が pu 其を ŋ h me 岩な に折々り 此是 が、 る な衣服 あ 掛か 0 Эñ. 生活な 0 わ Ł 大は 虚さ 中夏 E 輝され 間先 行的 が 開き け 0 同時時 0) 75 8 は 前 吹 立生 き で 女祭 17 と、何事 の早場 は 15 盡る 0 登る 3 其を 特徴で 足も 1 却か き 本党 る。 あ 0 動意 る る後後 何答 0) 製 0 ŋ れ 2 た から てもいった。の関うは、なの関うは、ないのできない。 身世 カュ 虚さ 7 其きた。 口台 L 10 丈い 行の 迎急 たっ を 0 内包 \$ 朩 れ 自分流 は 0 よ ~ 越え 5 70 心性ない 意中原 カュ 布き t,

> 수날 吹き然か 当 句は女ななな 0 なし 女と よら ななななない。は宝か 0 彼か 上の大は入ら 0) 入らず 歌? 忘すの ic Fig. 腰を 6 下誓 1 ++ 女なな " 17 IJ エ ル 自じ 0 夢る

な

0

不陰を

る

窓を

火厂口

不多

消

が

仕

最

5

0 7

居るて

康思

る

望着

並く

な

家の

を

do

然 初 X, 3 此 7 行智 0 凝 カン E 紹ら 介管 礼 7 82 00 te 時等 0 分龙 170 あ から

快ら祭きはいの 相談ですると 介なる 年記書った 分がは 3 期待 味るのに 时的 7 た しする 自じ は 經院 以いも、 力> 分元 適き 極意 0 外に TS 端な すでたや は 10 加な藝術な流話を 共気で 折々新し 、位言單を 来ごで。に は、徐に は、決ち 事是 は単気 國元 快活 0) る。 に語学所は 游。 7 た な 活る 何な友生 純湯 る できずり 3 達に 粹 0 る は 練想 0 如じれ 人光常 邦是 11 座が あ から 何う 思想 ば IJ He 0 想き 110 得るつ 談笑語 とたりが変えている。 來さ 分 140 5 门也 此。 įL. な 分がの

の例は は 3 虚さ れ ば が その夜、 7 時頭 新览 例然 7 0 言如言 1 73 に、自じ 對法 C 才 面完 6. 1 姉ぶ 1 IJ 代だ モ ザ に對意 IJ る が 10 話だで 劉た 3 ij 0 力> 男

11

H-

游

活彩

流

移う

130

で、

例れ自じ人と

分えか

高海姆

0

事

11

7 極一

獨分 前。

國うた

対応の

で演奏さ が発売が 日め = メ 5 チ n 0 カコ れ 百 力 再掌 3 年碧 が Lal V. ダ 來 事是 知さ事を れ 米 た The same 口意 15 國行 ス 其章 417 -(" を ŀ れ 樂がス な質り 得元 あ ラ カン 拉拉 た ゥ ら今 ス な 年記録ライ 75 0) 心はた Ŀž 會的 春梦 U +1 0 B 初記 ~ できかれ L 415 フ do ds た な問題 ह्याः सार् 7 华 + 米'ダ py 題言 利」ム Fi. 加力

5 0 が C る。 話作用で 人"國於宿蒙 興意 る 纳热 何度ほ 自也 あり 何言 H to 事是 自じ分別 L 味必 社 智はな 0 を ŋ 奶点和 多甚 に、希 西に消害 Z. TT C 49 飲き 四門洋 料は女子す カュ 7 状を 验验 け 布職以來 き を幸ひ た新 7 を 想は、物 て了ま 6 話官 t 女と、 ぬない 外公 が實際西は 物が 果 0 高かっ 0 裏記 西門 西普 爽 外祭 0 教は 750 な \$ 京 0) のと又ない 0) 0 Mil 3 最高 洋さ 1) 间号 親小小 座さ 自也變形 姓心 あ 0 82 初上 -Li of the 0 女 分流 れ あ の談 成な 下、西洋 -(0 主 が 层中 かい IJ あ IJ 話や 好 0 す た がに 6 に衆郷 3 方きが け は 50 興意 ス -6 此三 常記其を

海気で の分えるであるに大変を る カン 0 0 p と云い 突出て 石化 曲章 な 線也 と 下<sup>10</sup> ぶ。譯辞 和言 居る居るる は 0 級かかかか \$ n 7 ッ この浮製 8 75 條言 10 歌る事を 0 な 海然が 樂ら というす 洲 最初一日 夢に疲 そし 論解け 洲主 波等 打字 かい th た裸美で時日はいかにも カ> 恵を 澤紅 帯な 0 激す 濕し

る

0 de の陰には なら 舟玄 動 0) のの頃を進い 0 は 船 横され 浮き 15 何ら なぞが 82 15 は は夕照 白豆 を れ つて居る 幸 El a 鳥 B 色彩 可以内海 り真白 帯に 幾般な ひ、近村の 0) 浮う の紅色を 0 を 緑の 2 やら 示はす なく の穏な上 塗り 7 色と 居る の釣舟や小が 2 だと思 を暮れ 繋がが 立たて 0 村勢芸 やら Ŀ 行から。 あり れて 7 15 -) も潮の流 形然 る る。 0 3 そ

る事でと 夜と 共 早時 入价 رجع なく 何い と浮き なっ 時? 真ちゃが なる (2) た。 他た 程度に 7 75 自じ 勝地妙 小平 カン 分流 TE " 舟上 邊 ŋ 静か は毎日同じ 米 は を 0) 大し飽か 利り 色岩さ 7 明なか 加力 に暗く 黄昏は じたま 六月 歩きく 黒が 打多 に付す 消えなる って最 望や 80 み 夏季 3 W 0

で満ちっ 楊だにやき観 詩しに満 無りに数すし えざる あら 時きン 0 れ 所能 ~ 證中 き、 0 夜に 衛達が、 まり し、高な たと云ふ詩人が夢に見る ば F 空 李 つて 楓かって 自也 ても 社 北京 殊に 7 0 デ 形芒 中家 同等 分龙 1 15 0 星世 局 下上 力 仲のび 集が 月台 き野草のは今眠 き 15 特 は蒼然 を 忘す ラ K 不 米 る で打仰ぎ、 に野っ 何完 利" > オレ 0 夕瀬 夏な 夜に <u>۴</u>" た 3 ス 加 3 !風か 0) & 此。 V 郭言 0 派() ٤ 彷言 0 中ない 面党 はいで 夏なっ だけ 知しに が生ま 大忠 徨ふ 0 る 0) 私意語 海る前を前 諸有る れ 身みて 半身を 出 0 詩し 來き 仰の 会が 茂る 何第 \$2 人だん に居る 6.1 物影 様っ 小 面党四党は る場合のみの た び ま 何小 波士 0) 高が野産の根が な も 樣 よう Ü 歌系 時 地 125 は然の 心心 3 ば 4. 種心 様う 3 想夢 i. め、無む 思なっ 盤の 然 1 野艺 な心地 か 夢心 J. 八。 0) もなく 夏尔 よし 私語を流す す IJ L 强この 吸泣く 幻儿 蛙等の 限艺 る 火心 た。 は ح 郷さ 野空氣 4 ナック 75: 如いの ap 神地 冬沙 0) 林を後ないない。 歌さ #1-4 点" 利でをは でします、 ので 教売る のは香か一 とかなり 絶な水き様き 17

0) 引移 0 i, 工袋 度と 110 0 夜去

導力 当65 ナニ -< あり カミ ま 家公 7 115 0) 15 方号 元的 と水 師行 た 加声 草金と < 战 を をからかり つて 77-a 洲を 阿なが 1 MES. 施さ 足包 do 飽素 ま

地で倍に を 多た 凍む 分がた 安売狐まに 樂々の\* 酢\* £. 時突然前 \$ も一際高 な 分別気 一には花の枯萎れ 様う 10 れて ば 眼影 身改 、輝き、星の お 君い女の歌ふ聲 か 0 0 四邊を被ふ って」と 如意 1) 3 る小監 此れ 所也 だと U 為 ひた とと 降る 悠 3 が上に まり い様な 冬も る性を強く 直 で、 唯なも 0 附 ま 別の愉快な夏 たりがに、 氣 軒け で、同意には、 いうつ Ł 家 妃し H) 感覺 頃えよ 失望 火は常 叔にす 分沈 11 んるだけ は鬼ないのでは何ないのからいたからいたいで の流言 夜だ。 其をの P

アノ 火う 自じつ せ、 113 11 分光 0 ag. 分范 カン 11 ŋ 0) 調 は 夏 3 1 群 だよる と見えて、 ٤ 11 亦に " 0 オレ 焼か は、 ٤ 集 النا 2 -C. る カン 途に あ 0 蚊か 途"一里 1) 0 を 腰まで下 絶だ 節 游; II. 也 ち を 7 た れて オレ 消費 1: L の程言 75 ナニ W 1) る 後至 0 L 徐いがい カン " 元 間夢 3 の場場で 消 事多 阿东

あ

は

た。

内容ロギの海線サー火 が真ち ま 火ひ が デ 幾い 自也 横さ (2) 1 個 分流 はた 新宫 ٤ ツ な 後と て居る 2 < ME 0) 数 直す 方窓に す 15 サ 6 日起 當落 ł れ のチ 0 下是 又是 にイ は 終夜危險 は r 村常の 大西洋 の夏木できた。反射が空で なる 出飞

詩上分泛 自分はな (1) 耳でに 関えず立止 に開き は -き からなが なさ こると彼女は 非常に快い ien't とばつち 夢に が讃を踏 物為 love たが 云山 如言 自也

な オレ 何先 た が 知し 島もの時 一点 鳴ない 彼か 女 て居る 育じ 分流 あ はから 3 わ 何だら 10 額が L 15 ζ. 自じ たな 分流 駒 0 ŋ 利をを 鳥ぢ う首を 引の垂た p

L

切\* 成程、 た 41 笛き 0 様さ 75 便: L 41 學系 から 度と

> IJ 现凭

夜よ Nig" 無ない 112 6 分だは 4. と自じ はどう 鳥り た 11 文, 子 夜岩 分が 居る 度な な 11 驚いま 斷定 7 跨路 C ٤ 5 Rossignole 間 は あら 4. 歌さ 7 居る は れた た П -が現場か 亜ァメ 其章 米人 オ 利"が 12 に違続 あ様う 加"忍易 のなに後で夜をは 何は 1:4

實際、 0 を 知し 6 0 75 國於 12 力。 0 育 0 だ。 Ħ ザ 二点り IJ は 別るに 3 だ 遲い カコ 論えに は

> なく、 了る を 3 聴きて カン 5 D メ したが、早やは L 才 0 聽き V た鳥 なり 何った ٤. 作がままれています。 ていま 去さ鳴な 7 < 5 學記

た道常自じの分変 7 い芝生 歸かっ good night た ٤ 方とは小り 0 程第 C 園" 12 川星 あ を あ 頂着 2 0 園か る -5 彼かま 2 の記さら カン だ 垣雪のら 根心家ま カン ほい < んい 7 心に最後 L 0) 送さ 7 其そ 後のて 步\*\* 0 夜は歩行き 手によりかけ ŋ 別認 カュ れ

ない気き 度さに 設与て 自じ 2 10 J. 分だ 夢で あ は つ 次字 過ぎる。 た。 たある あ 0 T5 E'a 美さく やら Ł î 同時に自な 日め 7 75 を 登ま 事是 17 氣意 12 餘空 から 起記 ŋ L す 分龙 ٤ 3 7 0 詩し 詩になら 前花 ま 生涯には 5 15 0 カン 事 る。 たった。 0 が 果性 最ら どら 政 餘

た。おきると日 更高に 午飯 0 そ D L 15 南流 商気 17 +): 0 時に 7 ŋ 亚光 ザ IJ 弗 1) 财产 利" 宿ぎ 度家族 處に別事 加力 事を を 0 を作 ば 基が 0 ケ つて 1 問さ L て臭く を プ を U. 梅蒙 七 Ŗ B 校 八 ゥ 杠 12 4 年熟 2 7 82 寄書 强" 隠居し 0 宿岭 にかきむ 米 父をに、 加力 II V 其そ 預 元とろれ 7 來きの it

6 談だ È 为 同等 樣 义 何信 今け日の日 # 15 IJ 玄 為 け 6 8 物の此一か は 全 事是 th を Ł ば 親記 兩定 つって 親帮 手で 圣 L 放法 8 九 L

様言で決ちて 決ち 食事 なだ 年 てて 野掛け 分別 す を許ま 0) 3 興味にい 111:2 奎 すと、 たマ 0 0 は 中家 事をけ、 なく、 ラ 自分は 引答 事も、 な 而是 IL メ 何い れ 別が時でも かが 0 自じ分がの 6 例此 散党 8/ れ 0 文だ る 通信 L ŋ を 、大学の -C 4. 櫻き あ 旗陰 n 上之 0 誰だ友を 付悲 獨公 木口 た ij 変が し き もなり作に質ら ŋ

自じたかける 群点を で行 行业 いざ美し 上に落 なおれ 夜~ 赴意 E ds きっき 0 る 云小 -1 くに は き 菜 たが きから 沙でい 作つる底い な n 11 30 17 折りいたが、自己なば 7 た。 0 1 ま 本活 0) だ小 だと 自<sup>つ</sup> 分差 По いやうな又逢ひ の 芝居の 光流生物事 と云ふ雲雀の 彼がなって 野のなど が カン 心心付 是世 ij は今街 で、何い 自じ 非口 初せで 分流 陰出 あ み口めに 0 に横は ¥, 0 宿の 月も(自 時つ 0 た。 位分で 様なな Ti たく 映心 特法 ザ 妻を訪 透り 夕方に 分流 0 ŋ 送せぬ中、烟の草徑を歩ん カン る P ない あ  $\mathcal{V}$ 0 10 ザ シ浮洲 7 0 0 ね IJ なっ 家記 11 あ 影的 てが明ら を見る 道路、たが、 7 夏

のはいいい。これではいる。 決ちが 節茂含を 消候 て獨分 0 な なけ 時 純湯の カン 悲ロの 悲哀を感 年亡 您 ? ٤ はま 云兴 ま 料法 切 ま Z 的 れ 美さく 玄 6 から 0 宿室 笑きつ 0 ば 6 ŋ 0) 1 結け 彼のま た なら れ 7 此二 は す 强為 つて 果がで 居ね 米心 静らるの 烈ない 私な 0) な 7 1 0 ての言葉には 戦なか 1) 居る はし 11 7 0 通常 つても、 風え 弱 ラッツ ス 婚が 1) 7 75 る なく 3 IJ 人是 質問 共たり x だけ ス 福? 0 75 非常と あ 0 意思 所世 狭门 様き 15 1) V ク 4 た だ H 為で 育元 な冷酷 な手で 深ま小こ ? 轉 私なけ かっ 力 73 力 0 L れ 開えたが、 云小 作 英 は 6 0 B ζ... E 教育は受ける 経営居る 慎 1 ٠٤. 振 夏的何怎 奼 かかっ も 1) 平气 ギ る。 を L 兩點 0 10 82 、吃度獨身で 7 上 70 1) 特行 t 姿を が、 玄 ريب たら な例的 ス た悲惨 ,知し 0 が I, 嬢。 見み 此一生 れ ٤ た U 礼 0 私なは たが五歳 0) 獨岩 4 弧 0, 知しな 如 L 英意い 自分が おなか な必然で 决结 ではいいてきたは様常らし子 1/17 通言事为 味多く から に敷室 で落 L 3 オレ E 其をに 像堂の

想きで 主張意意 73 あ 見 6 なぞ 不 自じ ٠٤٠ 分差 ょ 0 ŋ 胸記は 合きで 15 夢の夢の 1) 何言樣常 物るな から

其で質られは比りのが、 了是 0 7 も -自じい 宿室物务如" 自分であ it C 分差 居の総数 凡志 語を んる。 おり は は 成智 新的 が御り裏を存え 0 3 0 V 想は \_ 大言 才 がた 就 生 質に I. 此。 Ž 敵き ナ 成な す TE 非力 オレ 0 オレ カン ル る 常に 絕等 と自分が ۲, が ば 3 ょ 自じば 源之 望ば ・ダ・ヴ 失きは 3 分范 服い から 主 自じ 2 た に製造る は 分が い一様 居る 恐喜 聖皇上 1 經二 る れ A 0 12 きるの 如是 失 此 意味るか た。 チ -0 ムを 敗語 2 ٤ あ 夢点 消雪 欲馬 祭 -る る。 4 えている in --}-あり オ かに 明為 た。 郭克 る。 П  $\rightrightarrows$ をがい +}" ょ ン L 願語 现红此二 グ IJ

見<sup>み</sup>て ない。 合き T た。 る。 如 TE T= 形壳 自也 夜よは 様等に の記 彼女 L 13 び 日分は 宿室 ザ にはなり 座 にの 財産日金人 はこし 早時 1) を に戻 其をに 宿室 を他た P 11 0) 0 う 井る 事 IJ に梅え た 声と 村人 時じ間然 0 力。 を 點高 を C. 0) f. い送って行 過す 計学 6 腌 行 0 催ます 冷め を 人 き \* 自 が、 分元 哭《 な 払な 水等を 子, から \$ なり け 北。 れ 間第 6 П < カ た & て未まだ 小型 格が + コ ٤ なく 子。才 1) ツ 988 き 70 ts - 場上務 婦か ブ゜ の意味が -0 カン 機士 3, 信约 骨なた 15 とし つて D 立た 食行 る。 云光人い -6 速に 九 を

7

た

0

0

あり

最後後のかと 役に場でする とて 0 \$ 細説 8 が あ 夜雪 舞ぶ 草色 の知言 が 徑等 0 E 道程 てなら 今夜に無路なり あ B 5 12 0 0 现法 7 陰かか 0 質、行物 つって 自己 ば 0 心が なが 生点 加上 6. は 心に 女是 制: 何今 7 此。 x 15 事意り 7= 水」もの カ 様が 45 た 75 事。來 连5 カン 75 11 L

打っし 天万撃を地 折女妙 為广 な たて足を居る れをば 也 唯さかつ do カン 行"的 -) が穏め カン 許是 云ふに云は 理办 には  $\sim$ を てはない 田立 がかか 柳节 で、 ME do 遊は吸 d, か。 す 75 は際雨 光に、自 光に、 なく オレ 島星 今く 自也如 打引 Ł 0 対といいは 相高 te 戦を 夜き 15 手艺 來 る 11º L 61 分流 所世 様う夜は 分 15 しナ た提灯の 悟ら の意い L がきた 1.1 何完識是 に基 か D d. 0 45 木 机 (7) 2 のかり 作降る 或意の IJ 仰きゃ ま 弘 て像 東はや 顔盆火ひ 知し 4. 红 15 作言に 强?此 Ł ٤ れ なが を 最近 1/3 I) 道德 焦 ぬく の 反抗 で の で 心を 心を へり しっ の へき こう (1) 111 = I) 摩髪は 東は節が 6 is मार् \$L

分元

述の

TS 返か

->

然か j

そ

れ

は

主流

ŋ

<

0

0

た

か

t

fit

15 事

問点

れ

此

度ははいる。

竦すも、 りる 係以 夢思分だは 顔を ٤ 方等口 な組織 何だ岡まし がは旅人、 永高 华范晴 を 彼が 出版 7 3 0 醉為 押持 す 61 5 0 で當て ガミ 勝き 居る 一人は 7 間次 11 1) HE 4 L 知し る 事。の あ 0 のですないないない。 た 二人は 其 红 オレ ま 月子 外を時じ 通信 のまだ道盤 0 ij た 何笼 ま 22 C. 0 を ŋ 斷す有事 光常 國於 力 6 ŋ 了是 歩き 0 悲密 H 2 3 語は 此二 15 0 6 あ る \$ 2 ッ 何产 3 水池 7 -C 何きる れ 0 12 石化 3 F 了生み 事じ 程是 B なく 夜ま 心言 3 が は変なから 此 情は 分が質が 0 E 身みた 家兴 F 0 を 育完 あれ ば に浸み 15 東直は 日また ばこ 2 カー。 衣を だとう 飽かはま たら 獨學人 カン る 2 F 其を語を V ŋ 亜 或な 自じの だけで 息がつ 文小 y, 自じて 0 渡岩 の時自ず ち゛如言 は 分が 上之 重点 不少 はず ま 分で 其是 < -0 0 無な 利" 生活を変われていました。 П 0 突如自 0 7 V 加力 たるまで 日中に立ち と 出产 7 ザ 胸語手で 夜の分は 來《 餘雲 李福 0 IJ 利なるやう で、自 1) 國ミン の一直を開発され ず 上き取と 分が の。昨常彼常美で日本女 知しの 15 3

> 戀ほん 116 0 0 Z C 浮き 出作 如い 切ぎ 111-2 L 何办 の報言 れ 凡表 よ 切号 る。 な -を と打捨て 臭くて 到 LE. れ 亦法 t 別を 法 は -(" 如じに it 進さ

何う

自分等二人の 0 残 度なぬ ジ だそ 6 深まりつう 别窓 \_\_\_ 為世 \$ から IJ れ 0 れ L 接物 から と信じ 腰市 工 主 8 は毎日のは毎日の 1.1 " 何" 加"遂引 間 6 た を交かっ では一大 b 15 0 門日火後にして疑は 想は到定はら 4 0 常 L の午後をばれるを歌される あ Li らふ識ら た 命を 3 夢はなかなな TS 0 5 カン 周ら 0 人是 7 捨っつ チ カン 崖心 かならぬみずるスカの あ 0 0 7 た 0 0 村をは 或された あ 生る はがんが た Ci から 0 П 身みと は de de 0 知した 0 X 识 派 は、 吾和 オレ 為た 其き 才 0 知し今はり此 0 め なく カン オレ p 人公 0 識し 五党 想がずれ・ 共き 15 " な B ウ 森が大星生まら 否な 劣ら H 未能怎

彼女な 方だ る。 週間が ラ ア あ Z) × 1 うい ス れ ル ラ 州台 红 Ho 井時 F" 数量 cop を 0 ル大き 0 執と川窪 गाउँ た 0 におか 見みたた 清く 13:00 を横き まり から る 题: 43 假星 Ł ft 1) LI 人是小 がえ 如いな が事 催きて 今か 居る朝き 遠離催むて なく

> 刑"る るそく原係のなり、対策を表すし、方を表すし 失続つ どう 5 情で後で金がった。 居る時には、云とい変響を現す。 8 何知り 時のの では、 四点に 雑 注言浮記 あ -もが 7 カン カン を を 战 其毛 が 3 す 極端 0 TI ば 雕法 深泉 絶た 0 神との る 何處こ グ 1/13 容記 潮色 北の えず 何い 12 0 水 い過敏 時っに 直がれ <del>}}-</del> 女 常堂 並ら カン の様うない 指語 ア of the は 彼常 洲星 無ないるにはな Х 熟ち 女 オレ C. を IJ に見られ 文け -(3 の魔され 立た 妖秀 云"示点 -公し 経なる 力 に話で 稍で温え は 0 红 深意高 寸 なかられな 種島 L" だけ、 女と 丁さる 東江 3 彼 取り内で 種品 能よ B 7 女 麻ぎ 明為 大震 様子 1, 度さ す 0 成る きく 自じ から 师恕 3 び 成だ 拉克 120 がだ金 っと落着、 折に ょ は 分だの 5 主 細を見る 如いに が 41 濃二 オレ れて は 如何に < 0 0 垂<sup>た</sup> はまえ る あ < 小に質に 3 2 IJ れ 其るで 類作居る ŋ 7 b

突然然 ブ ル 港か上 0 415 がき 火的 から 方に人と 見 始き 44.

夜は 途り 局的 3 轉なって をば 行 だと 田舎ひ 本道 其を 5 7 提灯ないの夜も 歩あ 摩えを いた。 0 聞き 1 を対手 彼ななが、共一彼のなが、大き、彼のなが、大き、彼のなが、大き、彼のなが、 晚室 そ < 0 E すに、再び ま 郵便局へ 女が 0 話法 次言 カン 家に をし U 0 す 110 垣を名の 日本を 0 午二 除意 前党 知心胜势 下に やら 夜 はでなっているである。 に歩きぶい

どる を 毎き時じ何き揃う 歩には、 Ξ 然る を打っ 寂影の のっち 0 75 の結果 100 6 母語 本なな 出官 密 \$ 圳 111 を見み 雨萬 Ł 0 ろ、 6 あ 静らな やらに、 大 演奏い れ (2) い場合に遭遇 音を 狭葉 なかつ 空間の 82 5 抵 る なった。 をば 为: 或京事是 は 6. op Ho きま 從 5 程是 は (2) -4 間。 75 を 香だ 0 自分は一 仰き途の なぞ間 燈号 日かい 0 事 好い -下办 尤もこ して ば 様う L ם 天気 た K 居る 道秀 カン ザ 居る一般など は多語 分光 日言 3 が ŋ TI. IJ どうか明に変われている。 ので、 雨意 0 れ V 事是 カン は 15 人 y が な 0 TIES AND 降通 B が無な 紐 育 0 は 3 姿 その ず、 様に で 忍力 處二 して何と を U 後 に居るい様常 自っだ 見る 散え と、しも、心を散え る。 カン 0 は 尾中 時事に た所 To 北に 始記 處 根 す 2

> F. を見る から 毎な 降台 夜 111 定意 正是 る 20 た 新りなっ 17 事是 0 0 每 自じ 夜中 本 分分 尺 氣 々 は 大意 0 きく きつ 年記 。 こ な 殊記 ての夏 夜点

美さしく のかをり あ 0 力 ある る。 < 0 B 今日 とも、 軽さく 木の 月子 7 0 あ 光かり 楽は 73 110 つて 0) 丘がの 分差 쨟。 なく は 唇的 却か をば 夏六人の島、 D 接きザ 此二 7 IJ 月星 V る は K 0) 夜は如かった。 光的 は 至常 が 根が 7. 岸台 は カン

た。 とない たが 互流 しの 美さんい をす 猫 ぶらかぬ 白じた た 12 文表は、前に 前に 唐臺 分龙 い変の 1 る 位 地なる 新式 ば、 いま 夏本 であ 1= 75 0) 記念に、 夜を遊ん 前点 夜は 0 ブ 0 ш からしに 総字 島とう 過を た。 ザ П 礼 11 7 IJ > 0 竹に 青葉 x F., 日分だ 솬 知し IJ 0 8 C 礼 0) 1) 友達 暮 ば二字 笑! 715 手 7 D カ 抜いて pd r が黄く、 を上 紙 年祭り さら 長家 ない で臓 唯於 から 人 が 書 欲后 遊喜 居るた ま 唯たい 24 ね 初世 いて送らう 紙が it ば た だ ア 15 常で 35 打多 x 紅慕 暮 t な カン comp. 1) 明 0 100 あ だ H 力 け ま な いる。 ル 少でたまる 明华此一 と答え 1 ٤ VI Ŋ 3 Ŋ カッち

一方か で る を遠言 な 照 6 L 然为 女人 絶ぎ z 3 82 入い オレ 14 わ 等らが、

と窓識 1) 0 りじあ 7 2 0 を愛す 分允 、そ は J. は オレ õ 店る I を して 事是 O ば たく は から 器 出 d) ii to 4 來言 ない C: 娘な 分光 あり 0 15 最後 縱空 打造 出し 11)] 心の を しば き 成立は 11 躺 7 分允 of. 红 11 た 無なう u 0) ザ 6 あ

週間以 郷かっ 答言 事也 IJ J. をし \$ 情に 丁紫 V 遊生何爱 ~ た。 に立た が b 了是 び 0) 皮と 時路 式い米 15 内意 2 つ + 其平 利 ち ばに 加加五 信に接 至法 は \* 夜の 是" 翌たら -何ら 0 20 5 た 川 れ 本党 る 満見 L. から 月記 E 716 Ł -C: 事 IE. のから なく をば 歌』を辞 其為 L 柳 元 元 U ń 鳥渡 15 事じにかった 人管 夜歩 7,5 節な カン は 办: 制气 意心 過す 間ま 他為 って 顶贫 をも 育の市中 き" 愛い 11 d から ま 1,1,70 自じね な \$ 7 d. はず 日分は、 與 朓东 中心 なら 2) 说 は時に だ 13 2% 0 明第

ちらとより -92 3 行 る ٤ 先は п ++-" 質 1) 問題 > L of the ス 同差 て、 カュ U 1 ス 15.3 夫舍 1) 程度 + カン (何日頃 様さ に出

カン

6

U

そ

る

0) 0

6

夏な

自分が

0)

願語

通言 あり

H 0

113

駅か

職が

明

カン

6

30

ず 過す

新ご

73

0

K

其モ 月まは

3.

15

は、

一夜も飲か

3

絲

0)

二人が 様な其

Vì

to

0)

が

んで

時幸た。日で

11 カン

50 停このに 3 過す的する 原意遊り る学派 0 過す 上 3 あるとは 0 電影に変流される 洋服 を折り 73 2 うも さし 乗りかれば、 0 the Care 山ま 浪态 げ てゐたから て育っ。 相 50 L 直蒙 。自当の 立当 聞き した。生ま 動質 探告 車や用き オレ 0 國於 が オレ 落む ちて 0 B の人芸を あ る。 乗ら 女芸の れ 身み

宿をを水と

時々生命

は海に

をす

を

感か 0

には

形

を

なない。

のは

にけな

は de

は心得て

よう

祭とめ

た。

ない

现货

C

5

す 通道

る ŋ

か人知 2 0

れ 1 o it

の乞食

脈

な容衆の

動にめ

仰以城

をし

なっへ

現場引音で

を計響 阪面を成ったな

るべ

巧なば

被急

ij

畢於

-{}-

な

の限警 一人修 力。 どう 6 ŋ か の特にい を見せ りで ŋ のみ は っなら -6 あ ルよが ٤ 7 神を訓練 いる。 近ん < ٠٤. 0 5 る。 中窓な 心なかる ま る け 堀馬 だ 15 3 何言 な川柳っ E んで L は 独等 He でも彼い 耐息のほ n \$ 其等の 隱心 る 0 仮も時代に加えているに 事で 日中 北 0 ٤ 事が 0 10 を送る ŋ 見たくでもない物が無くなつたとい 見みたく あきら 地へ of. 111-4 なる 時間なく 0 間以 事を発を を と打壊さう 8 なら It 般步 0) ばとなっと 3 1 の題ま 0 遺で な 日び勢は な 力> 10

り過ぎっけ ŀ 衰なら。 0 默望 ム 50 樂がの 一大流變定 つて 0 人的報告 批談 和そり 争き 悪での る あ れ λ, 但したのでれたり。こ ずの命毛を渡世によれども要するに、世ののの手をなったのできない。 ない。長然に ども 7 b \$ 九 川陰要を悪な に対抗 カン 誤二聞言 知し彼れ か知ら 5. \$ ぞ F 5 っなら 議論 になる はればみ カン き身をかったまか 2. な 4. 身を 人等先生 別る続き は Ŧ-のま 堂々 萬と印えれる。 を 証さ 2 2) んな身み お棚手も 2 な ば do. 歌澤は さ ゥ 小萼 n 過す 0 ナ 至し ď, 終いぎせよ 才 し ま 1) 極で書か ょ ŋ ٤ か、洋な

たのだ。 中な必然た 0) 印象の の為た 迎這 do 人是 に関うであ 知己 \$L にいる。 is \$L た 彼乳日ひ カン 7× 11 心の安と所で 大告際 げ き 拾て 送芸を 0 は 当 即ち 樂屋 る

町事を

際なっての 求きめ 0 く失敗 地方原在るるけれ るには 惑 魔性負債子レか 業態化し戸とな 11 あ そのである。二階のではない。 下座敷は茶のである。二階のではない。 J. 包言 がため る。 んで 戸とない古まない古ませ ら手 事を -g-手拭の包紙で 然が深しけ する数書家の古がた。借家でいるびた。借家でいるが、先頃まで、大宮 L. た人と 7= 却 切手 1) 生芯 うこる 0 が相の二種を 石 障子と 態家らし 群 この語 のごま は一茶される 0 ること なだ。 基本であるが であるが 腰張した 水外を 至岩 唱る 分間 つては、い 入 カュ を置いいを如い深まない、持ち何かつわ 氣 も大き 欄子 カ・ れ 然ら以み は、大ない、大ない、大ない、大ない、大ないのでは、 け 82 て健 ほ に だけ ま 煌 る 1." 上えが 7 H 702 も家子 いば (2) 外で には の日を見ぬ 買かな だおりておりて 四上 弘芸 海山さる せ カン は る 111-3 力。 Ho 定: 遺っ を 那是 が常た ŋ を -0

(佛蘭西に着いたぞ。とぶつて 駈けて行くもの がある。甲板の方では男や女が一緒になって、 の外の廊下をばっ Nous vaila en France-

Allons enfants de la patrie,

遂にフランスに着したのだ。 と歌ふ「マルセイエーズ」が聞え出した。自分は 然しこの止みがたき心の強みを如何にしよ Le jour de gloire est arrivé.

う。自分は思ひ出すともなくミュッ

セがモザル

トの樂譜に合せて作つた一詩

Rappelle-toi, lorsque les destinées M'auront de toi pour jamais séparé,

Songe à mon tritte amour, songe à

Tant que mon cœur battra, L'adien supreme

Tonjours il te dira:

別れし折を思ひ出でよ。心の響消えざら り分ちなば、我が悲しき懸を思ひ出でよ。 「思ひ出でよ。もし運命の永遠に、我を君言 Rappells-toi. とこしへに心は君に語るべし、思ひ出

> 甲板の方に歩いて行つた。 心の中に口ずさみながら でよ思ひ出でよと。 初めて見るフランス

Sur mon tombeau doucement s'ouvrira Tu ne me verras plus mais mon âme Rapp lle-toi, quand la fleur solitaire Mon cœur brisé pour toujours dormira Rappelle-toi, quand sous la froide terre immortelle

Keviendra près de toi comma une sœur fidèle

Une voix qui gemit: Ecoute dans la nuit,

Kappelle-toi

見ずじ。 「思ひ出でよ。冷き土に永遠に、わが破れし に聞け。さいやく摩あり、思ひ出でよと。 が如くに、君が傍に返り來ん。心澄して夜 に、わが墳墓に開きなば、君は再びわれを 心眠りなば、思ひ出でよ。淋しき花の徐 されどもあちぬわが魂は、親しき外 (明治四十年七月)

黑き泉と自き鳩門く 明き夏とまた暗き日 枝より枝を渡る風 老木の梢をゆする。 (I

「悲しみ」の忍び音と聞かれずや。 さすらふみには一歩々々 木の葉に滴る雨の壁、 やさしくも又ものうきは

木々の桁の老い行けば、われは 秋より秋に散りて行くわが「過去」を思ふ。 又黄金色より黄金のいろにまたにないるに 線より黄に、 黄よりして、

吹く風は嚴かに摩を行みたり 紅の柳と緑の松を動せども かの「苦み」と「海 林より聳えたる頂よりして頂に の如くに。

『珊瑚集』より)

秋

アンリイ・ド・レニエ

(280)

唇しか し先法 殺言葉で破けれた。す。 してし、要な者を使ってし、 では、若もなけれた。 線に生まにといい 15 が た。 0 3 三にら 0 運免命官 製品 2 る。 西兰長孫 李 れ 8 る。 建筑築 作音が 音なりない がだ自じ 三はみ 0 淋漓 時じた を する ま 1/10 進光 物だと 見る江之る。万さ 線は事を 75 6 己を 5 歩はは 共三 4 礼 は 熱与 修ら 共等をば を、俗な かい なった する川部がおり 心意 香花 かっ 比が、小芸芸 云心 船だん なた 知し 残? is 3 曲 古三較な を 思報 に進え 0 ds B 2 0 社場と 西 新たい を書か 3 ŋ ŋ な 徐さ 北京 す す 廻 踏小江之 0 75 保存の名目 (t = L か る 時代で激素 果ななななななななななななない。 以为钱 しき Fiz 6 戸かって み 此二 る 塚だい 13 6 音なの 15 限是 なの 得をう。 曲 1:3 をかかが 遺猿に 色々 0 色々な野心家の出来ない。 事是 名は 0 ds. 議さ 15 は た 哀傷 0 樂江 る の管かっ 消 な 却分 論え ま る 時じて 0 op なだ斜にかいま 々ないさ 行の所のい --0 出だす。 事是 る 7 行 原 原 慮と 5 分元 県営の 下岩 節芎 する事と諦め を 思り三に 傷たまれ 此 入い にれば あ 所言時でな オレ 1) は 5 然がを 古。返、味》先於 邦特 조 た 0

作をしはれれいで古言 思いまでます。水が、まなが、まなが、まなが、まなが、まなが、まなが、まない。 間は恐らも、かけのをばかり 2 拾出な を 派はの 處とり家如是 三なをされば i 思想 から實石 悟堂 きぬ 古れる にま さ新曲を聽く声 ば、 ŋ 病器 112 7 歌か 線だ 滅鸟 きも 道道 得多 ま 0 舞ぶ 舞ぶ果はな ٤ 悪者に を洗り生活 を 毒 だ 0 す 0 5 る 主 先生は一番なるが為めで 身み 大其儘残 病な 15 校座に於て、 \$L 途と 77 を 12 & ば 尼 7 を さきら とひとりとうに響く げ 搜点 His 取と inf 遠海中落 V٦ オレ 5 道あ 出是 たまず 事是 がっ å. 日まで生残つのである。思いな、其の遺滅 爾子 ま 力。 3 からず か帝國家場につては同じで 九 を 院院・佛舎 & すー 8 0 机 ŋ 7 あい 0 解じ 句、 廢 大陸等 知し 1= 為ため ると きょ おきずく 5 3 L 施法 を 20 カン 何ら 妃 な 人と けて .2 出ったばで、万で 味み 0 V 6 瀬 庭のぬ 摅 糖のは、 に於てつ オレ 婶 15 を 聞きあ 線艺 0 ない あ 111% ば 出三 行的 11 のま 0 る。 IE 3 全党 < 7 カン ている 無也 呟: ٤ 女き 2 事を 1) 0 き 一番が 世代 同等 金毛狐二公はねば 7 (D) Ts Tal's 滅害政党 酸\* た '込 を F ま 不多 Zi 0 ま んだ 若なない。 だい。一人の表に 節にから Co カン 腐さ がは i) 14 あ 擬き古 處きの で 30 新 駕かに 0 な オレ

> なぞに 音が線に伸ぎは樂だの一郎なっ 0 バ は幸雪と本生福を云い 諸島 Z 11 叉差し あっ つて N th -1.5 賣う 3 8 的音 ば 調うの子と経 · å. 元 7 阿。い L 1) た do. フ 表现 勝った 絶ぎ から B 0 現立ではっている。 飛さ HO ワ ge 5 頂 一 毎まま 曲点 で佛教 ~ ば 咳ぐ ル 輪が 明是 たあな 步 中多 そ 語言 00 得うの 3. 世立憂う 0 +) 歌え 例を ~ 動け、 83 爛りの き ŋ き 術品戸とい あり 中なっ 陀文の 戻ら 音があた ば E. do ٤ 3 主 聖世 0 ムやら 御持 此一め 0 ٤ 金点 43-値さ 0 山草 思想 女を死し ŋ ٤ 曜台 誓系 に於て 20 の佛芸な 響なく 日心 7 82 C 13 ば む 思蒙 0 南华も 管る 0 ·[11]-先等 型等 追ぎ Lin 0 Æ 的語し 無むひ 6 11 作. 3 7 手で り得っ れ チ 阿多て HIL & 夢ら 折当 消え あ 樂版 清にる る 1 想等三品 檻に、 爛》 耳光 捕 0 心之

十江之

世書

紀章

の今日洋服を

を

着って 6

遊は

吸主

5

75

35 2

F: れ

聞音

窓を 0

戸と

香蕉

曲ぎ

0

直上

生命に

あ

者中 要の変 諦める な代言 あり む う カン た。 1) 3 1= を に、け 0 全くの無常 線 聞き 珍节 なく 3 置為思想 光学に < 生活つ \$0 け、 ~ 11 炎的 -3-0 はなる。 昨京日本 000 流流 身み 不ら 石 お 圖と. おのとえ 11 腕こ L ま は ぎし青ま p 無意思を Ali ح کے 見るに 春点

出だりすか 交\* 東方近 い複字 5 頭。置き行い聞き 大権だ。 後 **み**る 如是 \$ 2 0 を 床台 胎り 造 所に在言 越っの を 0 間意 だ赤き けかたま す あ 0 雅 薬人の改名波 建仁寺 窓外 思な おけて 守寺 なげ 冴さ カン に、 た子 火 には、命 鉢は \* 田之助半四郎 日四 打貨 げ W 極彩色 表は 音をを 友輝だ 渡れる。 を K 0 彼說 (2) 0 0 か 0 書 呼ぶ 一で間に 生 が B 何是 垣が 解風に、 夜よ 殊更 どう 欠件 ば 0 を越 車等 風彩 が過ぎる物賣 火体をかみし 彼红 何党 0 は ょ 煙をない。 園を 珍々先言 豐富國於 でも きた F は一人始火 0 は隙漏 ts 6, 音ね \$ なぞの 今はは と、原能 この 時に ふわ カン 此 涼さ 时代の風俗 さら け 却ったって 断ち 時がえな 猫を 海等に 大方敌人 火の な今の n -0 死品 はこ る do 彩さ 0 には登場に を 暗い変化を B から る C 夏雪 家記 の向が ないか なく 0 學 6 時 な 形質 0 習物 更に 世よの 川龍館 TI 力 -夕やで 石州流 見せ E 0 虚に L さら 0 7 薄ネ の腐い を張は やら ょ を なっ 聞言 る なが 中原 0 7 75 る ŋ な of.

物音がするる下 是我 が、有り 功言 家公 元を氣き 風なあ ま は る 5 は 家にれ ま カン & 寧ろ薄 主義 が、 いったら た Sp. 云い & (1) が先神代々日本人 0 音を知し 寒さの 浸み ば 冬の 音を 何免 3. 源等 0) 明かる 在る が 自己 心特だと 物為 女员 表なって 0 寒心 ず b 炬 胸は 分流 湯なれ 事を 為た An H V. が 7 60 カン ガ 用性 河岸 安管 何だ 炭質 o 心の火の 的 3 す。 る 0 例を 浮っい ダ 喜多た 又卖 際か ------82 ほど かっ リくと な場所は と、安宅の 通に ほど 他の が しやら 手で 沙岸 感力 他也 ほどあ の味に立た 嬉れ 置加 シ川歌麿 消えか には す のは 0) 0 皮肉に 1 なる 方 知言 废行 l. る かう of g な事をい いいかい 燈 明かな Ho L 0 17 やら では、 々 0 る事と 意気物をし 妙等 自名と 内な得意を 過す云い 0 70 ۷ で 0 障等 繪為 Ho Wig 寒彩 かじ y, あり 0 まり 氣音 を 其情に رجي を た果な 利力の 思返 年を が L 5 後に ŋ 力. 破る -) は はど 海井其角 感がず も居る 胶室 15 度包 L 7 ·i. 出で 場は 抜け 馬琴北湾 指於 た日に たら 起題 〈同等 居る 生芸 が n ク オレ F 73 る連 眠 が 所让 うて る なく 6 本党 た陰に Op L 動き 空台 0 多 1) 出。 中当 來き 走り カン 6

迎流命 らら。 部や を取り 文范 化系 恐 だ。 同智 つて 3. は Ļ 82 今皇と なく れるけ 75 所が 新光時 ねた 壊は ریاد 0 6, 性 力 吾家《日本次 時で代だ 反党 5 111-2 過行 ٤ 時 " -j-して 代言 矢り張り フ 拓 抗等 云 沃 の人々と前ち 明婚 上海 彼常此 す 思想 祭は 下がの やら 先芳 生芒 力》 IIE 一の藝術 ŋ 御二 5 本艺 御此 成芯以 煖 此 な L 残 此の寒さと 京 心 た置炉 力组 形空 を世受し 0 家家 傷戶 排影 ば 1= 0 急さな、 短短の歴状との生活を 人なく 手下 ぶん 火 2 か な JL " 錠さ 湖京 な ながん l) n -) 719 不 る ME を 7 を 0 フトラ 知し ft 25 で 何 をををく 種類 つて N i ょ 3 76 け 80 0 ネ に代音 恨言 Ŋ 0 何先 12 b 日中初度 板艺 L れ 外景 W れ 1

正なす 却^っ を L 出 人種 經 た 7 思し 想言 る 0 飯 忍從棄權 の避免 發き 配铅 屯 からい と共 れ。 かと を 直 類 先为 生品 电 共 なく侵め 0 0) 41 時会 ŋ 1) 國 幾 1: 時一 0) 稽古 層等に 代信 わ 底 オレ 0) 15 遺る 知 深 op 小 オレ ず から 修発す 開 熱な を

反法會会た 利"得う少さかる 笑なって 術はあっ 加・民党の一感党の一變分るのの一心一社を豊々女子ずには を \$ る 切為 L 来高 0 を 社会 る 明 即有 オレ 0 洪 ょ 2007 風雪 0 0) 興非 印法 行動 快多 n る 國 奴 俗言 的主 から 論 す 7 L 0 から は 為た 樂や 人 障が (2) 断だって 法律 摩えの か 瘦的 0 術 do 功學 进君 極夢 Zin' 7 ž 主法人 (2) 11 ラ 気さ で 亂 一度解 を は 知 佛 何等 如是 ま フ かい あり L 1 人光然 す 2 た 1 総付 知し が 聞言 あり 云小 独立ふ ざる 極意 る 1 20 自急 為左 稻世 龙 do を 0 人だ の珍々先生 は B 嚴格 る 對 止が呼ぶ 0 Int's 見り ٤ ts を 即1 8 弱 れ 2 ば 原党 詩し 論完 0) 施が 甸 C 米 6. 15 82 L 想ら 忽まなま 人だ 始 0 75 な. あ 人 火 桁 複 6. 體信的 初院 竹的健 ち 4 難だ 流偏 思蒙 7 16 悲四几岁 す 出さ 0 714 0 闘かか 雜 狂意 映笑す 8 き る。 神だい は 7 を 國と を以ら 緑は tz 批赏 狭星先 此智 中 B 全 修覧 賣色 河湾 IF.S 内容 82 0) 財教を なる 0 なる 美 红 る 7 心之 神 如言 浅片 事を 0 0 るがを禁む 3 は、直接を対して 立までは、一直に関え 德芸 で吸跡 切に使えるない。 ٤ なる ば 事と Suf れ 酌品 電"知し を によれ 派也 帅, 6. を た 微点 情を微は Mi à 趣思 75 知し 利 呼ぎ る 13

質点ひ 出た作業 彼女芸を ふ業言 2 長祭 L 6 金数 0 た。 0 ふ事を 1.1 山地が 得 れ付っ 心心かっ 女治院 か 3 だ。 <u>م</u>د ث 71 で は 吾なく 0 あ 顺民 留さいま 0 れ に流流 1t 變計 3 面党 の云い な あ たを了解しい -5-L 1= 否和人 き を 物為 2 4 0 から 張はる 共平 俊兰 红 11 女達 來堂 た 兎 < 親葛 記憶 0 を 何\$ 0 7 悲な 唇衣 旋毛に 惚にか や行言 放湯 17 见3 0 -) る あ TS L 角をに に名句 後? 0 感問問 れ る。 慈じの あ る 吏 は 枕ら かい 72 男の 悲い 得 吾なく 兒 ¥. が変地を 0 1) Ł 6 傾:城: 0 自L 强足 自是 妻 女達を y 0 分な 度で度で 週を音報 る 15 0 4. :111 事 大きだ 勝尔 浪祭 を 身み 悲悲 泣<sup>な</sup>く 0 る K 0 0 1171 ま -3. 情等 ち ٤ & 物的親帮吐 旗を 菜 だ。 C を 河龙 6 L 6 IJ そ 池! 巧さず に見る をす 哀意 0) 誠 1: を作り は れ れ 6. Z. 食5 h 市人 解:な 石れる ま, 7 身み オレ な な 11 放生 0 えばい 松 -) る 15 1.6 6. 4 る 0 5 6. 20 がきる (2) が好 思想 公言 3 計書 15 上之 か 前走 0 げ る 力> る るい 0 ち 學院 を与 な:校舎 先片 心とは 生 持ち神 0 2. 0 佐る 诚 る 00 B 0 中 经 10年 共 恥に よう 他 勇帅 25 時等 を 7 0 間差 1. 胪 ひ 初阳 城 0 城心 る。 15 事 事を設っ あ 力 きょいい は 罪ない、管理 のよのではな 型を悲なな 分 が 10 め 0) 0 オレ る ガミ れて がきが 大心 近点松う 1 かい 41 0 あ ば 20 あ 會為 0 ~> 並氨 0

河流をそ 君员深。名" の種 0 用法古 -0 15 眼め も学習 7 0) あ 0 心な 数認 を 0 塘馬 種紅 以当て 安芸な の悲し 0 L 割問 0) 時 安物 悪光 0) 4. 見がに 彼が夜点 人儿 れ る を (2) 第、 水き る ば、 を る 0 が言標え に過ず 先だ休字生芸ま 石置場 7 小さ 日边 む 0 ري ぎな しば 腐さ 中政 0 中 場 名门 を 拓 る ŋ 0 0) 他 妾が 港ラ カン 01 L カン \$1 1 間ま ŋ 肉生 111-1 8 6 げ 10 甲な要をある C (2) 0) J:3 3 6 -林学 8 を **清共は** 15 哪、 要的 H 75 3 世れ 爛な た -3--}-6. オレ 間にば 迚 12

### 拓

念がが 寸 歌 際点の じ待ま し、う 口台 0 れ n 力》 精出 do 人い 事記 行物 カン 1 0 10 2 0 古 を 間ま 思思 1) ٤ 0 111 明美 :公陽之 け 0 20 ま は 器な 聞きく 20 枯か る 主 炬: 111-2 なが 4 消 だ オレ 力 F 儿子 15 11-40 17 身改 え 柳江 川色など E カン た 主 12 語音 明宗 7 誰た つた関い 團 寒 ま 特点 だ島か れ 加了小, お 格子 安かけ カュ L f. ま 摘 IJ 加二 (2) ち は 外自然意 8 空き 75 大たい 'y .!! ځ 腹流 IJ を、 115 L J. を。 11 力化粧 經 先涉 生芯 15 ま 足を同意恨き ぎ

座を生なれた 度と水きに が 音 0 红 た h 事是 で、浮 女芸 忽望 7 位系 竹 0 175 周し 虚な 此三 0 0 ち間ま 7 假办 玩弄 身を 園る 教は 毛け た 0 3 0 ぞは 僞 0 きつ do. 果が から 0 夫尔 カン ٤ 文句 育とはきたく 車片 社會 0 は今だに川京 不ふ 意気を す 0 6 ま 知 1) 二沈ら 別言 物為 ٤ 健艾 m's で、 あ 此 p. 强步 4. 0 10 乗の のり外場 和 0 かに天もか 粉 る。 み 10 4. 日め 代つた を カン 0 6 7 ょ 召や つ 寒 ふれた。 なる を見み 類陰 Ŋ 河や ねた つ 0 定義 れ 新語 深刻 本なな をなる 拔的 して て 0 何复 桥 3 密 かい 無也 Ł 怨まず 出。 色は が た V H 3 반 0 15 闘か なき 同ら の快 親を 來書 事员 0 ريهن 自节 6 で ま た 0 40 を 0 時に 係此 V 生是 温い地 安蒙 510 演は 事经 15 0 論る 残은 れ 都と が 7 不适 樂を 酒彦を 多とと 人是 な E -初时 6 丈芸 から 12 ず 0 會記 do 300 多蓝 がら 女 を 3 ま ず あ つき る 除生 覧えた。 滑る 生星 飲の 厭智 弘 12 な ŋ を 15 K 0 透響 怨ま 若や 明治 一人 な男に 色岩 傳 さら れ む た 社 な 屈從 0 事を 五旦那 を送る事 人是 人 恋 池水山 的早 で 0 其るの 古原 步 を · ` 生活 は 0 L あ 湯が 覧え 多蓝 思 新 るる。 き 痛 力> B ٤ ٤ V. 我がや 中草 酒筲 < 6 當等 は H IJ 0

る。 込されな 割な云いに 向参に 差色 道徳的 腹膜を 業は情報 春ぱらな たはいで る。 とで しく、 -10 V: 納等 丁等に 好 時じ って・ Đ. 減ら多た 實際合 空話 ą, Z 年亡 は 間沈 打响 \$6 3 き れ 4 4 夜よ を を変む 共き は二 世上 き 麥茄 お茶漬 が 主 75 云的 0 0 及是 つも 見る 情 指持が 來《 特生 な 2 云い 服め 拭ふ 0 ن ŋ 光米で からに 7 きる様々 ひ藝術的 風かれば た 造 送黒を + が る 颛涛 1度業婦 0) 力。 す 重 Hie 人是 世よ 6 を三 4 7.1. ま 調 さら 位為 時じ 82 ず、 は恐 ょ な は、 4. カコ 0 を な カン 夢ゆめ ける外に 一杯は 中签 す 即至 ٤ 80 れ な この記場 0 0 1 沖滞に 男さ 0 病的美に對 照で 大智 功言 と其制 6 K 験が 、丁度多く る 先艺生 朝寝が好す 桐りの 借金 ŋ 色は 0 カン 歸品 紙し -S-4 を き込ん が好 0 ぎを 理り å. 係る あ \$ 0) 下 排版で 度也 手あぶ 芝居 張は 11 财营 0 刘 短た 15 由智 る 0) 난 に、夢を 珍々先生 ず 手に す -) 妙常 公篇小説中 思蒙 式な 分款 を ま が き TI くくい 行き 7 () 0 きで、 3 0 下岩 0 6 Ú 女是 卑似 局部 人公 酒さ 平分然 0 2 f. ら解した ŋ カミ あ し 阿る 容よ 突ら 一般は 彼は 20 7 手 な 1 る \$ な 賞讚の摩 外 中にも書が答えて 果って 奨な 光 E L が 思蒙 る カン な冗談 ほ ど強い 澤心 か見ら を して ئ، آ すら 何能 る 20 0 カン そ to L 磨み 直信 腹な る .C. 82 7 た 巧瓷 明だ 者是 3 南 ريع 7 3 0 を 花翁

楽しかじやう 50 方等が温泉を 潤るな 得よう 身とも 主はただされて る 柳岩 る感覚 なが ま を れ る。 £. を 社會 だけ 界かい 計畫 ŋ る 鑑沈 知し 0) ゎ 60. に芝 に枯 的是 事是 7 る 3 ح ょ れ カン ざ 7 計画プ 甘立し B 2 近京 精言 とし た話 れ 0) を 4 の傷 と悪党 is がた 養ち 見みら 同等時 決ちし 係っ 111-17 ば 粉 神之 承息 生 3 の藝術觀 時差を削り 脱業 た 孙 弊を禁 な 0 (1) C1 德 な 必要を 知 0) 血路 傾は、向き なっ たき 健さ B 希問 上だい 九 る 不亦 あ 1/39 15 製品に 典だ 人な 0 初了 妨 收心 JE. t と見る開診 かい 0) 俊沙 11 Ł it 女がなか いかった 術的 を む 美を論ず 種品破け 要すず ょ 迎蓝 却类 面光 な る を かち 明為 壊む 來 0 0 彼れ 6 ¥, 城門 神龙 0) 近党 る n vi て、 ľ1 杨雪 の道徳に對す あ 的言 る カル る 火で で -7 調力 U 席言 操禁 支が 變企 0 酒养 0 数に の害毒を 要多 弊江 あ 13 低 店書 用於 当 上八ば る カン に書き (2) 6 ts 時じ 西古世 1115 るよ 6 偽 極端 なく、 が L П 却ない。 僧 が あ 0 な る 的音 11 7 7 快說 あ では情の ŋ 水河 知 る なる 不 ま 標う 対院に 6. 75 極影 なる 外は 事是 唯物 Ł チ īF. 榜 る る は なないないないない は 暗光で 思想 は ないは ズ か を JF: L 0) L 緣元 ない。 無也 無け 呼上 又是 彼れ 6 L ٨ 循流 あ É 0 ほ

らうと で 日を安を 酒 珍女先 る。 Ist. 0 0 0 だう 11 生艺 る 15 シテラ Ħ 出だ 気き 育と 治さの る 7 爛えいまく 老人達がは 獨語 L る 開か 云心 る 見み 現 な L 保台 妾がけ ただされ S. 洋され 道二 なき賎業婦 た過去 0 7 湖方 3 0 あ 子儿 はの \* 0) 嬉れ、議 変に 0 粧きる 被 文美婦 発力はう 73 0 輕る を を文が 25 < 0 明らの 0 7 が -0 健勢 地は事 力》 る いいなる。 0 しいよう る す なる 珍なくき あ 73 C 理りむ ŋ 美ぴ あ れ何管由は平然 慰る 生い 悠か

70

出で

來言

表うか

1)

0) 凡さ

人先二

粗き加いを

据学以2 4.

天天然

41-

る料を 特を生きな

カシ

陶器

得るが結

F

U.

何完"

湖三

FED

たい

な器に必

問

出。

拉

何之

不少

が外に

1=

His

雅站

"

サ

たが美か

雅言

る

聯烈に 6 0 ば は な は 珍りのなる 化 地 を が う 立 で の 新光時 先生 0 代言 0 を 上資料等 0 料等の準心質を 用智 屋や味み備びに を 事是 らば紫檀ない待ち ず 丁度下 Ľ 85 音の食事 こ 75 安学 女艺 \$ カジ 0 0 敷きのの 30 を折す安装釜堂

涎を時をかいた 屈っを 臓器 者は坐き流れる 締まに の 臥るの 形 直産 つ 知しの の文意ないけい 由され て 賣禁止、本屋 11 長額 形な L 交流 82 最きる 火 " 藝げ 限掌 ま が 身に 針ち 初りれ IJ く前にに知っている。 間整備的 13 感情がたじゅう 術の最近 8 0 カュ \$6 0 歴ない 1 を欲等 たが、 カン らは 向京 線をは を に非ずに現は す 主协 ニす 庙台 を 或意 引續ないまでよ 大理 出た 必然 15 7 中本社 形光 ずら 持勢 ° ち 115 1115 H 的主 は \* る 又是 出於 内告が 知らず線だ 12 衣き 兎と 猫き 為た かい 3 手で ŋ 務 あ 紋光 足を 8 あ れ を 級艺 角珍さんく を に哀かの 0 B 清ま 白し 然だる 形态 あり 冷台 小説を 0 好き 明治時 郭克 20 L 5 良智 11 備を数けい直 II 1t 先生 手記 は風俗 宴園 0 う 細さ 沙鸟 角で 0 训节 を 115 主 上之 力。 7 頤! 带设 年交を き るできる。 望る 前ま の談判、 -(1) で成り下記をお願い、放蕩に追るが、ないない、ない。 U に記る 成态 0 食事 ž 初後を新なる (そは 音を記 K! 企と 放膽自 ゆ IJ 剣は き る 膳光 げ 2 作き 自 7 注し 不さし調言や 惚らと 先送生 of g を 0 は 0 少さ

L を ま を、

間索

口言 移う

11 15

を

付?

47

唯然

海風湯のお海泉

色はい

色岩

又差其

磯い見る

1)

を

カン

7=0

待

U

1:0

となくすくつとなくすくつ 7

加办 再でのび」

し、落

後、稍暫られたはら

0

小

皿言

をおけれ 長祭 甘葉産えた る。 海蜇 小小孩 1:3 然と 相学のがない。 小二言ないである Est " の場合で、 is な 82 をば、下げ、刺り C 川陰あ 40 茶之海 桶管 片意 杉志 から L た人気 先生 中能 時等 織が H) がたに 先言 お 安がが 味 海。 な -6 0 である 11 活られ カン Bel 1 かい 川場た 名的 C 切 1.0 色はい 书句心 12 げ を 相語 松等 た る 脂

13

丁寧に

Ha 砚前 春。頃云 7 7 思想 0 77 ょ が 0 海流 寢<sup>ね</sup> 手で \$ 3 力》 子錠がない も荒磯 0 む 波なか カン 12 手先 l 8 ts 于枕寒し 0 0 6 U 先艺 夢的 置 れ 生艺 道等命等 游龙 わ は 老被言 あ 壁き ď. 置加 ٤ 引心 等を B 5 20 定差 は 还一水" 7 むいいない。 L 島経戸とて、 胸寫 松 1: の折を L カン あり 北北 ま ま

間等の 雨髪と がいまい かり 重整 0 9 カ チ 向恕 夜中 間等 IJ ながら、 ŋ 生 込んだ煤竹の 編結 具 出 ٤ 驚 か ゆる場合を通い 一は変な 電燈を 据系 L 3 筋 が づ 7 0 棒ち 有合ふ 明ぁ 0 た が を 3. 飽き 松智 朱の 先涉 0 髪を び 真真白る 生艺 述 る de 世 込ん 逢む 長煙管 Ľ 安かけ 5 11 ŋ C 4 てるとん け 0 移 0 の小座 0 途 ほ す Z 妾はない 下 そ 7 時 化的 共言 ど 鏡ったい ま n 駄た から たて、凌 0 7 は拔衣紋 0 熱力 千姿萬態 敷多 で、 では 置作 此二 重 雪沙 4 遺い光ッ 3 服 は、刎短が 75 様子 焼き 銀杏 黑人 がな を る、秋きない L を が唐欽 長火鉢 返於 を眺察 るら次 をす とば、そ 颜 ¥) 0 った。 標がい 横腹 ٤ をば L 的音 L 0 8 3 長額本境 かい 指導か 瀬世 ち が

6

は

的

練

た

24

3

登光黄でに 物物 物質 雖ら易ずりで 退た。 下たか、 で、 に若し入思子 雑える K 上がっ 在言 の補口 0 1 12 遺記な 懐か 約束 扨さて 後で小 に有力に 兩智 死亡 さし 6 げ、 L. 平的 て、丁度佛書 0 1/15 礼 熱心 上流 有様、 -0 0 15 よ 女祭 片手の 1 一角寸銭人な から、 3 絕生 あ 7 11 を 3 を また最後に が折々 此一櫛色 を 置超 る。 な手藝 口台 ٤ 搔 を が れ えず 迅流 かた 本党の あらば 身み 地ちば 15 0) 0 き収上がつ 取上 背を 時下 排 先だ この 御は 櫛と 面党 \$ ty. 指統で (デ 思想 をれ 0 よ が 73 見え を殺る 先が 人だち物 出北 間影 7 た では 形なった は えから 宛らい ŋ 前级 と清さ 李儿 20 後智 を気き す 3 \* け L 3 む打込ん 温力 居る 外景 決問 上市 前等 る カン た 張守 默言 手数の 終出 げ 上源行 如臣 き \$ 0 p 7 ege つて 0 る。 下手を 0 松 5 本番さ 丹今 麻羊 0 瓜 7 る から 7 0) のして 一言隻語 東部 共产 場ば 締き 敷き 败 ると 7 C 3 0 わ ぼ を 当 1 枕き 71 合意 兩等 有樣 麗いに 0) 資陰 40 後夏 女 2 NB 手 れ 思想 5 ただ を 2 高か 闘か 肌度 観り 新 0 0 7 用雪 る < ま は 8 を を ŋ 髱を 前身 最いちら 生際 輕な 腕を が 13. ds 残っ 辛るさ 1= ۲. 1) えし 4 男き ふ、ず 却かさった 見るた に浮う 摘 1 0  $\equiv$ る 0 長祭 直往 奥だ 逢意 を 0) 持。む ま ٤ オレ

さればればれば 年界的軍物第八八月男 幻境の とって 担害 色言 カニ 語<sup>で</sup>あ さる 奴款 一行党 造り 強い なき 富に 6. 0 云い 0 ま オレ 力意 長煙管 力影 あ 否以 0 れ 0 る。 IJ 3 ば ば 0 明音 を から 利しのう 中等節で 詩し JE. 日的 条四个 を ラ なら ょ 力。 幾少女 よ y, 櫛立 何 毛时胆多取也 開 誘い It t= IJ  $\mathcal{V}$ が た 1) る 吾れる だに記れ 美 の思髪 裾きを 時等斯か 後 0 を の一節、 do ŋ き 82 カン 2/ 以多 化学 力力 1-3 派生 カン 6 なの カン 0) し 其意の情報を持ちない 得う 姿なた 歌さ 11:17 溢意 風亦 げる る 然か な な 7 洗炉 形容 11 -新光 下上 る け IJ が 1t る 3 歌 限を町ま 門門 澤安山元 Ĺ 1 樣 オレ 吏 市寺 声 手で が The state of 信ぎ 子と 186 雕 生しずっ ま じまに ば -(" 83 付 I. は、よ 女心 , ck ない。 なら 15 0 U きと 生想家 女子と 動意 共产 借か 元を は グ Lin it 楊ずわ オレ ひ、 立在 力。 ユ 1 其意等 I'm 1) 成 す 内容等 " -6 15:00 70 れ 帮放 V. 春は オレ 長気ない して許 いいい 新片 生. 小きに 振季 Ŧ 七 11 閉る 0 cy が間と云いたはまた ぜ 何ど 郭片 唯存 物等 活物物 HE 代語 色岩さ 鉢 生命 格子 オレ から た江で 多く だけ 思 果で の数値 子には にから 藝術 3 形管 ŋ 玄 3. 來自 を 向墓 从分 **西京** 巨名 ٤ 75 主

を 女きの 何的事是 do を -pr ば 死 -2 オレ 手た 디 正世别為 K 快馬 オレ 常なな 1 して 教ける 0 的导 為六 15 共岩 る ほ 道是 B 何と 小いき あり 有な 7 40 6. 女なない F. に四 係か 見る 子 具 處ま UI Cr B 西洋総 17 修言 らは JE. 立 智教 () 735 3 姚亦 そ B 野や 不言 か なく 無なべき 家か 自じ な 位 人艺 男を 分がほ 庭心 机 私共 的主 萬好 泰 500 かく 力》 を は 0 事 なく 遠急 あり 败节 無む カン 正 を根えば な 習る 料學 介心 留守に 域が B 0 料等お安か B 廣 弟 限ゲ 114 など 82 礼 L 3 の時じ 實用を 歌り の撰郷に通聴 制.". 深。 汚る 1 御った 案を 候う 巧なり 0 Filo 問》 時 和で、対対である。女子が、女子が、本事が、ない。 面グ新り 常生然 功高 に従れ 心人に 思ってば であ 瓦山 文: 的一代 として ||後に 中 Tio 11 を 雑された L 例的 是話 ぞも E ふ書物 新片時 事是 典學 7 霜" 5 K い家業をし て供款等にあるのを作る。 L 真儿 此二 -0 川。 美び 1 代告 なし得るが 1 る 身上 ま れ た 6. 的军 先生生 の一部で ヴ 見み るる -(: · 75 = J. Car カン 也 op 企って 坂吉出た ょ is 凡さて 居己 オレ 75. から 1 が 女を 1) を が 2 らず く落な き 村等 明為 -0 好上 代語 存記 3 3

0 を

雪物

3

する

消毒 心 自己

如上

な

40

何なに

決ちい

K

Lu

悲欢

L

21

事

460

, Cal.

を

懷意

IJ

る

オレ 1]

6.

處さ

我

果是 4-

L カン

4)-

ナ

ア

71

長衛

は熱だ さん

立汽 彼加

上てず

薄った

行为

燈

力》

1+

1=

À

節言

廻声

盤き

身子

オン

ち

る

續ご み 者も が終れ

けて

行ら

要が

處

あ

うう。

潔さ

7 L

3 血流

60

カン

ほ

30 事是

上品で

-(1) 2

あ 洪岩 3

3

力。

を設

女性

美は、

動:

止

119

t;

it

ば

たら

你是

張

た

里产

愛なな

を證明

すい

0 Ci

風心

情点

当

と滅りま

強い

滅る下げ

る 弱品

0

あ

る。

を

膜光

配ら 躍れ

何之下け

寸さ 足"。 で やう 子心 大意勸 7 , 12 15 11 大与 何定 代言 E. 見るせ 開き t 上とき 的主 正常 1 掛か 1) 6 却类 衰亡 カン 的音 身に大きりん た なる 身に覺えなき (F 12 風言 新り 和けばある 細き続い 東洋的 な カン 権り 新言 聞が 子寸 1) 屁~ 利り 快 屋 的音 理り 不是 1193 な なる間方に対すること から 構士 窟り IF. 面影 鼠なな 田外合か 行 を 賞き Ét. 罪以科言 桶や 12 12 科を何の意義見的 近点, 6. ŋ TS なぞ 8 小 残忍事 罵る 清整山陰 たん 1 P まし 任护 明急は 5 よ 主法 ク 家や 原宿あ なだは 道方 デ L TI -(" 張っす 75 60 1/2/2 質じ カン る 5 如是限智

目与の

女艺 情報

美び 柳たが

性

な

明為

す 風な 井也

弘

屯 風小

3

٤

小庭衛

対は

生

- }~

秋草

游车

可沙

()

3

中

生艺

流

及於

田し 1FE

想言

0

弱

本語前常

み

絲芒

of

主 I,

オレ

0

單方

1151

也

ところに

在5

か、し

ひ占言

賤 82 人是現場 オレ 等6 凡其 紙ない。 業は 1) 儿山 思多 ŋ A にある。一般 爽語 11 4. 23 1L 毛巾 深 屋 外部 門遊 不 便完 强 肚光 助言 限的 ET を を 認 -}-多意 ge 4. 網克 本語の 級慢 から 方がが 何办 計。 女が 服の 來言 かける。 成な 4. 女 直り 1 K 底 湖亭 HE よう 事是 **松** 間的 的主共意い。美学

な態度

堂

坎と

むた

になら持々

利,

7:

北:

新

始むる

**光**光光

67

大方此

方法

75

却()

題力

床かか

1

美

あ

る

古

6.

カン

し浮源なくい

が

る

In 權分

7 3

知し

れ

强定

者的

池ら 其そ

25

所謂る

書

\$ 鼠

な

n

月記 3 1

果島

敢

当

凡二

詩巡を

説がいい

\$

声

IJ りては 年の 4. 制 F 生然 は

H 時事食事と 6 生芸に活作 げ 比がお調 Rocogo 破り 程度と 皮許室片獨於派 は る Ł 住す 0 切き あ る れ 0 0 此些 ff:1 0 装き 个学 戻す 要 te 舞 -飾ら 有智 國元 なが 武岩 型なり なりと 此二 其子 なく 0 かく から 0 do 孤品 言さで 뱐 上之所は of the 情宗」 先表 何潭 議主 玄 眼 17 吟宗味 5 例恋 ず 先で、 Empire Fmpire Empire 生品 竹作の 及言 至法 市的 よ 置 論え 机 I'm Styte. を 夏季 交差 進さ は 1) 0 ば カン は 年沙 L 以き 云現し ま 頭語 4.1 外 な VI 7 食物 は足器 法法 भीं। केंद्र 初時 램함 木芒 17 斷 食が □ 市庁 肤 致ち 式をに 以為 でない 1 X) 極意 12 \$ を 釋力 L. る : 細ご 方完 點形 或岛 川鲁 を -事是 ば 不 終り を Papier Papier 模的 すっ む 尊を 愛恋 8 登、 1: な 25 X. 0) 好等 れ 條門無な な 考がかが IJ K を -) る たり花れた む 術的 為 沈えれ 北京 い、常 でね は す 礼 け、 で東西文明 こい B 6 は 此 る を ば、 ナ 食物の 粉でで 10 國后 19:15 P 源 p ま 0 は L 紅雲 位象 る 5 红 必然、 5 たのである。 奇 \* HE 例れ 好。 10 け  $H^{E}$ -3-本党 à 6 成金け 國是 的語も 7 で 10 を 李 1) は カン 子にだ。 上市の 或意 程度 ŋ

> 見る 棚を 萬光 根源を含ま 邪!! 焼客 氣きを 空間を記し 威神 先送 は 信息 生き 事り 程に度 Hi き 0 版A 魚京 髪な だ 0 \$L る 1) 美" た 野馬 HIC を 城市 丰 75 3 11 金 ٤ 人達は 何言 1:3 强定 自己の家と表し 6 を が な 生物 生きがい 後さ 阳中 立套 あ 4. 力》 10 1) は一番が出 典は に常 113 素人の カン 灰岩 6億 0 頻を料きけ、 る 幸雪 ぎ 7 人是 さり 理り 事是 丽沙 が て、 0 を +}-下げ 作り を が 2 だ 趣。光章 出での思想来は自じつ 生物の do 4 Alfan 外か 倫 护院 女言 聊に味みかいに 手で 7 斯 玄 11 村 ¥, から 得特 人儿 分だ 絶ち生き其で KL る た 3 何完 カン 0 事に次に Eli をば ٤ を 世 \$ 為た が行為で 慰 11 ば 最多 る な 15 (7) は温泉の東京 結前 健党 後にる 抽な 废产 感觉 到答 11 5 其でに 自然 底. U 全." を L 行 (2) は - 34 B 術にだ 度と 扇 7 け d. 湖 度たら 置 的量と、 水道 7. 身み C た 7 朴 7 5 明月节 あり 板だけ ば び W 5 創制な む 0) 11/3 の行き 荒談 茶ま 値を珍ないる 0 i. 15 ٧ ٠ か 0 0 な カン 唯さ 無也 間まい 10 際に ま ŋ

0

2

あ

消支熱方何克 り落を 7-水光 ち 物影 設は から 手で れ 対が美 な 美 36 सर चिट्र 17 方が姿がで 中經、 標りつき to t 代の 小 前走神信夕息 掛背 府常化养 相点ない

水流がが、 的事像は裏意味等服を描か廻と盆児 着きにたける像はなくし、関なし、の、物の先輩 具作 札をだべ、 るなな年代は 古家さ K 坐がる は 立誓 华 男を 時等 0 あ は 火ひ とう先きた ž b 0 1L 0) 織 恐ったがたなる 男を 侘住店 相談 用風 着き活むみ 勝手 松艺 1.2 を 層た 7= 嫌党 限党 7 引口 物きれ 0 40 (I () L K L N 標に特別の 弱はべ 5 おり、煙を 先生生 113 載の 寝れを 1= 排信 便也以 6 11 教は 事力感染 經過學之 角がか な、 傍ご 4 ts の別が 眼影 台 制於 15-17 て、行党に 破点 () () 紹言 を 带被 1 I 情景 主 1) 何先 を Ŀž 邛島 引擎確 た後 到許男智 を ţ0; 湖 オレ apo 銳 時 TI ٤ 发" 長熟 5 其そ 15 N. 1+ た 100 仗 I'm' (2) 其る カジュナ た村は 出夜帯、 物 の作の HI る 火 ŧ :1( 12 0 K がき 時等 観り村に かかり 田倉 枕京 女芸 上 食 L 心儿 三級形 深 基本 に概 を J.L (1) 事 カン 15 身み 政意映 頭音 を少さ 贴電 傍是 do Lt 4 傳 -C. 归沙 桃らん 1J 11172 III) · K 友し 凡志 -) 坐ま初時 11 3 15 所 称け 行やあ 治: 1 情景 L 度を 節 祭ら L 3 ま せ 0 經過 な「國治 j を 副的方 版 ts 30 SIL 7: 網是個問 引き込 官党 代 男とい 周上神る 夜き 2 無りい 1 化台 様の 七覧 てく 直接 先ま片葉 を 限是 無もら 示法 Ł 間" 0) 羽 旋 物为 0 0 ぼ 11: か 道徳に 明治云いの 遺る 限に云い ŋ --寸 振 L 0 道等お 知し傳送表常の ٠٤.

共产

たのする場が様でに 世を 0 坪湿ば 0 知しに 0 3 婚覧 れな 獨ぎ 決ち 日与医 合き性に 3 時にてか 安かけ ŋ 斷先 を排ぎ 個に 7 111-2 る L を 11 國台 11 添 日言術品 は から 7 cop 11 た 上 を 唯写 で 限な ででは、 ででは、 ででは、 ででは、 ででは、 ででは、 ででは、 ででは、 ででは、 ででは、 ででは、 ででは、 ででは、 ででは、 ででは、 ででは、 ででは、 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でい。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でい。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でい。 でい。 でいる。 でい。 でい。 でいる。 でいる。 でい。 でいる。 でい。 でいる。 でいる。 珍々先生に 72 國 0 危事 3 あ な貧乏 H 0 家か 深意口管 - {--くす n かい B 交变學 事是 常う ば 7 1) 2 G. 红 1118 11 な 地 なら 國民 n #:3 ならぬ。 生活を 3 相等 よ 現場言さ 行うは 常は当な 術 安 味力 的多 上京 を は 云 に変が如ご 危きが なる大きなない。 其外書 1115 ŋ は 6 首はれ 15 変態に 700 なら川 整装で 背き 補弱 82 國 力 ds. オレ がある がいでっく 财 \$ 力》 真を姿む くじ Tin れこそ 水流にも を 0 を加いるの 想 非常ざ が 知し 6 7 錦に層す やら れ 力> 共产 =34 de Car 12

兎と

預於

を変しる政

24

L

& そ 4 前草

7:

12 洲。

れ

11

82

微

妙学

言い

3.

を終れして 人にば、聴き か て養澤にか 本え其は 主義 及工物 贅ま 澤を 切りて ジョ 本是 教育 曲美 價 美沙 御二 或意味は 12 -6: 値 2 を 不 術 顶高 ば が 化、为 美法 利心 force. ラ 類院 ま 150 なぞに割 あ \* オレ 角蜀と 税言 365 ス B H) 圳前 術。 る 改革 を 鐵: 共元 の隆 82 全に 敢って 過於 カン を - 1-6 課系 御点 同意 2 7 は な 術がれ ریم is E 湿。 英吉村ないで済 から 落き L 落とはう とて 心 2 明等 L ウ EE9 7 に 對意 弄ね て な 世 人に大き 1 想言 に題言 事語 机学 Ł カ、 IJ うた む 何怎 して È, C 7 此一 才 14 14: & 徐 流流 E) ワ 3) は 事に 20 1) 2, 決ちん か L 3 オレ 度 ス E が 塗炭 4. 当 大為 カン を 0 7. 声で よ かい B 池 趣品 3% 现凭 3 知し 例: 味" t オレ 如言 趣活 健児 教育が 3) 11人 と富貴 # 近世級等 何意 お小変 學德 CAR. 学に 提 る 43. 级: 李 十 腦上 康時 然かを 确定 L 11:0

飾り

岩湯 想到其中概以 续 處さ 熱与 詣法 利。 省.. 构. N 们" 心及生 IJ き近常 オレ 獨言 70 得之 程の むる を 彩 に関 HE. なく 要克 造にも 級 涵 人儿 111-2 40 作業が 人 が会 でスすら 制设力 及 L 人企 す 美" 丽志 300 政争 + 3 t, 称为 美" しこ弦き 加上 15:5 140 福马 班: fig. すっわ 家 些. カン 向害に 北下香 を論じ、 班: す る古 755 1115 称: 術 别 : [-1] なし 及計模 本:0 7 優美 が三円 醜と生 無也 新生更言 す 伤~ 山艺 心 E る ~ 福,鄉上 Mil. 现先 元的 内部る 思沙 ヹ゙゙゙゙゙゙゙゚゚ では、 オレ 安美 种比 四方 彼常 顺道 紳し 原至 節はいま (nf) 然 服主 1-L 111: 3 宝の気が 野村には -HF. 0 6. 治: 唱片 家等 中意にす 田島 雷見 3h." 亦是 知った []] 1 117 mks flil

整を文が 戯作 活う 類の り 立る術が海 出汽 那な櫻き 怨烈 嗟 に通言 して な 其を頼な 插 T 海灵 宏大なる と酸児 73. L B 11 外景明なした じて 士. 嘲语 地た 内以 作ら p い然め P あ H. d. 手 ## 1块7. 段先 ŋ 5 難だ 古 ナン 的手 界ない 種がの な宗教 線 L 試にみる 其を 75 75 間ま き K 1) 変素 氣意 90 平分 0 笑 川学處さ 虚さ に詩い 拔的 求是 ら何ら云の哲學 6 5 國於 (" 不必 5 が 柳。 京 を 氣き 無むた 孔を出すた 山办, 頼だに智が 11 L 17 3 K た 0 類為物為 金数同窓 凡学 可かない 能の る 1) 150.67 湖北 が なく なる 雅点 ٤ して戯れ 0 的 明亮 小の面を臭い 切 釋品 典学 退告 求 柳湾 あ \$ ts. 貧乏臭 認かなく、 迦か 制 1) 寸さま 30 it 反流 屈 極清 L. た 國 L 抗党 ば 職品の 8 基督 無也 希肯 して た 12 0 -(1) 遊車 味み間ま何を たる 可を味み論さ して あ ま 主 臘さ 心心事 だら 輕な を 笑が單ためら cop 故堂 を 詩に 如证 など 0 暦は た ŋ 見み抜かか 沙草 萬代不 同差 味 で 500 な 基件 最かっと ~ 漢でや が 面白 味る 生き 種は出まけ 5 Ľ から 選先 たま無り足た今次 な暖が、 あ 憤気が 13. 何答な や不多を支 類 考かんが ま L 宁 る。 カン K 83

何かになど 天下井に 要性に 糞色が 粮 無な な 庭 歳 手 がほど 诗 主 か を持ちから別 木 事是 で 田治に な 純さかか 沈た 形祭 弦 有号を 7-開心 小書 師し焼き から 別認的程 住家が 便・座: 洪士 に論ず 明にを 詩 純原ない。 H 5 柳岩 go でん 子しれ 造艺 オレ ふ子れた 特徵 所論 化的角管 4. す, 7. in to 孙 はう 窓を其そ 障子で 創意 先等 0 -j-4: K を に、舊智 学にあ 紫字 造ぎ 大大大された 7 稿 的三 水学云か 對於 茶 省: 下片草 去 る ぼ 柴品 現れた わ 小意 6 人是馬 庭 が、何に () 7 £" 臘江 が 0 1 坦言 جد 眼音 日報 如置 編: 強う ブニ を 、柄杓、 TS. 島手 75 3 居ま 山 大院 で後に 先<sup>t</sup> づ 役かったが 大野 低 肤马 不らな 17 衍 常智 8 矢やはば 取なり 同 以い 手 龙 40 0 力 学 而是有 相京其を 151, s 本 水 會敢 遊行 がなら 杉は鱗は を 極ないと 放 3 南东 0 俟 U 鉢 戸と 觀力 得う 天 傍番戸と 便ご 人だん 話わ 如臣 便~ 作等 人克 水っ 祭き 以小 す 4 李 所記 が 小学院 上であ 少; 紅点に 云い屋" 平心 とし は 世 あ ago. る を 63 な ある事と的。 學 根和 F 漏 飲の 極幸 7 如い る 凡是 る 1.t 美 は 如こる 何办 なる HIE ريعي から 11 1) 8 み る 野の我か 本党 易い 有曹 如臣 殊证云"母智 は 步 カン 75 0 配ける 関<sup>の</sup>可素かの可索く 分から 所はる 風心夜まと 口名な

如いら

何多以

激信き

た

佛

(!)

111 31

家か

渊'

+

رمهد

して

诗

を

of. Mis

趣しに

四時個夢

家かに

何色の

には

處=

便

所

成 仰京

だ

19

115

本意

一個では、からない。 村で衛にか

水等 病性を

先を

洗言

3 15

JI. \*

例ない

地であった。

すた 水子

から

i

T.7

フド

置りか

洞市

光は"

此:

して、

72

な

13 175

極力

にいい

JJJ: Filit

帶。功

細

l.

け

7

女;

からい

惊

利针

矿

3

犯

源意

111-2

187 E.

11

似

所言

なる

1.

言

のし

雨易椒等

監察を

海常

柳等

栄っ花

班方

度

I'm

訓

域面 中原

JL 3x

17

250

311

31%

ない柄の 便気であ 侧台 かき 武心 压力 万士 HIT 6. 例 118 温力 3 樂坊 近常く 灰 清香 -6 t. 型小 所。 30 人 舒: 夏 1:3 大意 50 信に 戸さ 草盆刻 風き 抵 批" 紙 腹黑 T. T 等 表言 T. す 紙上 rk 水: 措? 见外久个 T.T 11-1 1) か。 張 to 終さが 外子

が、

住意如言如い何が居然都に

家沙

地心

#

111 111/2

版

雷 會

的是に

情心

趣方

さ、

其一

如がでに

便

,L

拭

水

多景

dil

1) a

file?

旭

も男と女客と妓女との

いきさ

つ此の

力。

千古不易の人情とや申す

は が

脆って

ず大磯の濡れ事ば ける じ月日も川るかたによりて ひけるとぞ。 まきを もろこしに柳下恵と け人のそし らなる筆をなめて十八年世の を打つて名を干職に傳へおのれはいたづ りふと戯 十八年の歳月をすどしけ いつかみのたつきとなして数ればことに 香港 我兄弟は辛害をなめて も男と生れし れ志いまだ定らざりし二十の頃 流野 写めて老いたる親を養はんと申し れに小説といふもの書き とよぶ流人は人の家の ij さはさり をの に引あけて み招ぎけ りは見れず今も昔 からはそつと人知れ いへる賢者は飴 ながら敵をねら 忍び入らんと no o 十八年親の敵 變る り十八年が同 憎しみを受 ある十八年 ためし 戸に塗 はじ は

大正六年冬至の夜

作 扩

uil.

な、お前

こそ何だか大髪若くなっ

ち

つともお變りになりませんね。

あら神冗談ですよ。この年になつて……。

は讀切の の後篇 供せんも 書きつぐ た來ん存まで命保ち 訂正改作してその全篇を印刷する事とは 説腕くらべの一作幸 雑誌文明にはわづ なしね。 かに草稿の一部を掲げし 度毎に購ひ給ひける方々へいさゝか御禮等と、全をな、会をな、かは十八年がこの歳方もが拙き文中に出るば十八年 0 たず盛の命のいといあやふく思は けて は扱こ置い カン しるしまで新に一本を 及な ٠,٠ 上上 聊 然れどもこれ のと思ひ立ちける折からこの小 き き折もやあらんまづそれまで 假。 称す \* 同様偏に御愛讀を 0 办 するみて記念の べきも 0) あらざればいよくそ れ今年 得たらんに とて水 の幸びに のみなれば急ぎ つどりて笑覧に の夏 不何全く完 より 過をも待 してま 秋季 れけれ ふと がて カン げて、

> に散ル 書き あ

養者は紳士の方へ島渡身を寄せながら顔を見上 の爲め却て人目に立たないのを幸と思つてかいたからないたか を 事ふ散歩の人で廊下は一時一層 お前き をば下れ 「あら、古岡さん。」 を見合はせお互にびつくりした調子。 りて來る さら 暮のあく知らせの鐘が鳴る。各自 あれ さうか 去是 まアどうなす おやお前は。 かしこも押合ふやうな混雑。丁度表の階段 か、もう七年になる から丁度七年ば の暮から……また出まし 数者をして るたのか からならうとする一人の藝者、上から降 での作しろ久振だ。 一人の紳士に危くぶつからう する人はで帝國劇場の廊 カン ŋ 別 V てゐまし 間の温解。 の席で

草の吸殻を捨て、響りは、これでは、泥を煙はの外食を投げ出し、掃き清めたる小庭に卷煙は、水を投げ出し、掃き清めたる小庭に卷煙は、水でら 鉢の灰に吹き 敬の意も愛情の念も何にもない。軍人が上方の望、家具、食器、庭職等の美術に對して、繁宝、家具、食器、庭職等の美術に對して、繁 置物と稱する彫刻品を置いた床の 理屋の座敷に上つては、排物とで かりやしましましては、排物とで 新しき給書、新し よりて新に興さると新しき文學、 的良心に恥る事なきは、實にや怪しとも亦怪 親方ならば其れでも産るはなからうが、るい して精神氣魄に乏しきは寧ろ當然の話である。 しもの事である。 に己れの居室を不潔胤雞にしてゐる位ならまだ 匠を以て、更に意とする處がない。彼等は單しような もなく、 りである。彼等は又己れが思想の伴侶たるべき 汚さ加減はいづれも無やと終せられるも 限りである。されば此等の心なき藝術家に 家具、食器、庭園等の美術に對して、飲べ の文學雜誌の紙質の粗悪に植字の誤り多の大学等にしているできないない。 其そ を験に上つては、御物と確する の文房具に関しても 外見 咳を吐くなぞ、一舉一動いさいかも居ま 卑俗の商人が賣捌 以千差萬 公衆の為めに設けられたる料 き音樂が如何にも皮相的に で何等の 興味も愛好心 れども、 く非美術的の意 新しき劇 其の 給書と のばか 神だし

たいところであるが、故あつて此の後は書かず らお取り膳の差しつ押へつ、 くしの手料理自魚の雲丹焼が出來上り、 く、問法に 讀者諒せよっ きの一場は、火の窓の用づるな待ち給へと云ひ 開話体型で のみは云はれまい の単俗な 変化の豪所にてけお安が心 事 單に經濟的事情 まことにお油 されない の為め 15

### 夜 0 ijν 鳥 ポオル・ヴェルレエン

治四

---

Œ 年

29

月

まりながら常に溺れん事のみ恐れき。 然は高き校より流れに映るじれが変を め水に沿ちしとはひて棚の木の頂に シラフ・ド・ベルジコラック

霧たち その あ かに悲しく、溺れたる君が望みは、 、旅人よ。いかに此の青ざめ 夜の小鳥は泣く。 時影ならぬ枚の間 烟の如くに消 箍 し付が面を眺むらん。 3 河水に樹木の影は より何處と知らず 景色

(「珊瑚集』より)

き

が

K

し嘆くらん。

樹は屋根 建言は居り 青き楽をゆする。 かくも間にかくも行し。 根 (1) かなたに

北

ル・ヴェルレエン

打仰で例の 打仰ぐ独高 11 とに高は かに鳴る 御小 館

あ 分 神ない。 の平和なる物の 街より来る。 かしこなりけり 質朴なる人生は U ツツき は

君 語れや、行 過ぎし口に何をかなせし。 付今こくに唯だ嘆く。 なにをかなせし。 そもわかき折

は

(の珊瑚集』より)

なしく歌ふ。

それ 柄に

ريعي

オレ

حإب

額う

雑な

は関係は

かに比較

たしし

かっ

-1-

自分はたし

かこー

なっ

-6

0

やら腐縁

-0

氣がし

しで寄付か

J.

胞か

々々しいとばふ

度と不 馬ば なって見る

ると炒け

から

のぬ資金を

H

出しつば

て行夜お

座敷が足り

ない

位の景は

村祭は

もら一人妾同様に 見て、 此方か ら打込んだやらな風 して 3 女生 が

時分の単純な あ なく L H. 0 五に何が何 V. い心持が、 又有 がら何となく芝居か小説 de して來る。 な無邪気な心の中を 真質ら やら ら分らずに 美しいだけ から のぬ變な気 就でも見る 即染を重 出思返 140 やうな美 す たゝ わい る た。其一 いが 0 0

寄り

90

ふりで に是非

47-

た

-:5

録り

ナーすると

から

あるんだが

ね。」と計画は

は党員

日の巻煙車を江田にり今夜は少しや淡が

用だ 下注

税

質らけ

そんな事より今夜は

「また濱町」

代です

do

ながら四邊を見廻し一

食堂へ行から。

いや、そん

な貧

ち

p

な

0

Ħ

スだ。一

وإد ね L 7 ねたで 36 るで C L た カン 0 先き刻き D'a 方はく 女中を

古阿は藝者遊にも飽きかけ

の主婦であ

る。

以前代地の

料部

屋中

は

和應な構をし

てゐる村祭

やらな関 堂で大分り どこか き 洋服をきた存文の なが 45 が顔をば真っ 1 ス 3 ---0 1 Ė 赤にし鼻の 低い肥宝 電気が 的なけ カコ の発にはこ たら た 7 男。 まし 恵ない。 の 食 奎

6

すし

は堪な

4.

と後

したの

女の方の

1133

一切だっの

事は秘密にして後悔な

今の待合村吹

を開業が

H

が

日頃宴會で出逢ふ藝者仰問に知の言えるかである情に知

めし

に漏る

ふと降

たまぎれ な

に手を用した

專為

独人 してゐる

々に

7

飛んで

Car

い厄介を背負込む

限めて見るとお茶屋の女中なんぞに手を

L 0

にす

資金を内々

々で出してやる事にし

腰をお 田崎馬が かたり つ な もの處です 人台 、「近頃は と見えますな。 るなな のを見定と と行文の代 方言へ めて、 4. 肥力 古艺 30 たなと まり 側に は

實 材のところへ電話 11 神流 例! かと思って少り 如言 べくで、 7 が掛っ オレ たがら 自然にれ たの チ 1 お気が 12 展

大智

闘が

0 度と

け

た

おか

2

色岩の

内岩 Ų,

刊意 三

ると ・
成度確か連中の見物にでも來てゐた

きと記
・
が 見えるね 力次は は今夜僕等 7 20 る を 知し って

\$3

小説見たや ,です です 面的 さら がし 寸 ځ 0 1000

江本田洋 は川穂を打ち b 廊等 下加 地方 Kà. 宝りの

過ぎま 君は相變らず 今夜に少し せらっ ウイスキ まだ腰を抜い 廻って おま

折に ながら 林二式 上京 江龙 -知し 物 本が調 米 ないらし 礼 瀬山を るる 一人で、 接待 -5°-L チ なり 皺だらけに身代を 係 は本国か さして古阿 誰が見てもすぐり 衛れた海 を拭く。 切前 3 い頭髪は 處 括か ってる けて笑

す ただい。同意や 其二 大張何處や 一點 時也 が分 分と 時 以不以派 一髪ら ŋ - 1 -前 L L 者の絲切的を見せ た下ぶく of g 子供もし 變化 女なな なるでだっ 30 6, オレ 而影 本意に 0) 75 カン 道なを 残さい からになるが て狭ふ口を 然し現在 事を 火き 13 相變ら 改る せず た

4 0 市意 度が 0 IJ \$0 日的 カン 7 is 4)-7

さら 何で 力> 今度は そ 14.6 0) 1113 りいいで んだ。 中意 先の名な す。

他心 有奇 カン 古に自然 2 け は 廊ら下か 原管 早時 たが 下 収割なる。 10 席を 弘 打造 は案内 DE S 腰を の小娘と 左の 当ばが か不同 の方へと同じ 聞意 る。然に 画なま カン でくれたいというでは、小さん 卷煙草 0 メが 駒代

地が株別いたをかれたと の安装 摩切 商品 生ご もこ なぞは 他をこ くんだ 7 11:45 間整 7 火 () 細し に鑑 にい 2 領別が 手を川 感光 らず、 彼乳 あり カン 唯意 は 2 -[-~) 6 -) つた つく it さな 全なの 逃言 そ めて製者と 思慧 于 初言 L がし の食品を 度も かい と て、吉岡は 発信を -0 いかない向 は、思想 記れに這人つてい りただが たと思 思意 なく七八年前 がだ は自分が つて得 しば自分な 共に又思へば 作につ \$ 見るやうので、過去さ し二年経四洋に留人 よく を が K 働告 か今夜偶然 ٤ らどう 社会 して云ふ如に飲 遊 Ð 3 思意 な 一大工作 を回る 7 眼点 を寄 よく Ha た其 0 侧片 THE. L

ははいま 用是办 72 ら漏り がは 何定何度 がら do つても れ関ぎ 11/2 & 礼 知ら 笑 る 凄! やらな初 な のが 遊りび を合方の主語 < 方な オレ 製作に な 3 見見え 以嬉し 來た常 0 1C --獨公 -日本と な語 15% < 15 い心特には 何笑を漏! を工学 は芸者 ならなか 手足 思察 古花 Ł なが たが 6 は郷産 なら رز た。 で、我な 何意 J. の間急處で

7

く方号

がいてつ

何色

カコ

8

15

义

ME

一人や二人

一人は自分だ

で温

111:

事を

して行く上え

宴员

まづ

出身れ 1:2 - ) 不 けて今は なめ 初 まり 74 < 思及 い程度に 心 利的 说 3 城 制量 15 分を 管 されは父 皮に気 投作 75: 1:3 過声 にも遊りれて 1511 加泉がある 后, (t) 出一面是 1)

業係長の 次と る。 いま物 に近人 t 然し有 < 吏 LI あ 共三 TS は新橋に湊家とあまり受のよいよ 2 图 だと --谷等 要路 \$ をば三 受許 不 3 礼 1) 15 た旦那 だト わ 11 は 加製 カン 其 如急 3 オレ 20 Z. 年以に は 6 知し 方とは んで通信 ほど前 から 目的 れ de 遊 C 社。長品 な だけ、 らに 63 100 Zilis たわい地話を カン 阿苏 重役 哲 のに早く 女でんな H IJ it オレ 力次 ï 15 Sp 派} るる 珍ら

る通信 五人居るし、 一何にあ 力をは 医が居なく は 7 cop よく 京 意志 T は 6 あれで構 つたから 0 随意が 112/ たをき 正な 111-4 敷 女ですな。 中世 話をし つつて、 江 h あ 3 よ。 今ちや抱も四 7 君意 かはいさら 困る事は 8 つたから 知し つて

付いて話を途切らし ら這入つてくるお客があ ある 吉克家 廊下の方から は椅子 ボ カン 1 に付板を叩く から立つた。 無道 にはた 無ないの 30 八きな摩で かい **き聞はそれと気が** がだで す 話を は 立を変して な 易

## 逸 日の

た主 歸りでいらつしや 0 今晩はよう 見物だ。こと袴をぬ でう 終始見物をこしら だから ・手をつ 女優の旦那に さそは いて次 います 九 ぎか 7 0 なる 藤紫を 間等 へてやら け 資 力 てるた吉岡は立た 5 略語 8 F 遊祭 の義 どちら なくちゃ ふ特別 理り で女優 ぢ do 0 0 女がか

> 大暦お暑さら 所は紫檀の です 食卓の です ね。 侧 へ座を移 お着換へ遊ば たら 111

一大所御行儀が 「なに暑く れる奴見たやらで ふぬい へはどら み、 質はすこしなみ っても今夜は我慢しよう。 から 6 よくない ぢ やあ たい事があ ij 何い 勢音頭の芝居で 东 4 2 カン 浴なた Z んだが

4.

ね 「何なり 何点 ひま せう

\$6

ちがつ あら、 左さ は様さ鬼に角力夫は呼ば 1) たいを呼んで費ふん どうし たいい。 7 カシ どらいふ處をか それ 今夜はお で変い ゆる な Z. け で我輩が 郭 主 K もとは 3 しよう。 んです。」 まる 御主人

阿は唯にやく笑つて葉巻をふ 「だから頼み おかみは怪訝な質 0 それでもあなた・・・・。 後で い事が 原をして古 あ 3 ટ 阿然 云かっ 0 方を見ると言 P

70>

大急ぎで駒代と 杯を干して女将にさし ふのを掛けて質 なが 胞代

者衆の方が無事でござい

こと女部

中が酒肴を運んで來

江龙田龙

红

4.

そ

がし

0

女芸

「駒代さん 「新舎の見だよ。 あるおけさ 美人だぜ。」 と女特はち -----女中の C. せう。 顔を

なか 會得 \$6 +-15 は直縁思行 -) たカン た體で、杯を下に置き、 さんととの、 ね さうか 澈湾 6. こと女将はは 一家へはまだり 初じ 8 來

6 がや 來 IJ たよ。 さん カン 昨 0 Ha 0 晚光 千代松さんの も島渡御挨拶に來た

になっ 作行り まり ムさうくし てしまふんです 年を 政 それ ると 何詹 がや、 4 力。 B りした小

緒にの家 呼びませんな。」と 1 後は誰にしようかな。 7 III は古 を

な

6

さらし せて りました。 立立なる。

盆にの 何だかさるで課かわ 限し と安山 女将は「杯を江田に返し かい りませんね いでに急須茶碗を

7= Will. ナー からな。質は関もなどので変に 質は僕も大に面食ったん

の口をさ 打多 ると 「珍談と には子供が三人もあ 分失禮な事を云ふが江 は勿論 係があちら 75 ヹ゚ゎ゚ ないやうに自分の身を輕く取扱 益々調子に乗つて お茶屋の女中までが心安立に折々は お所の好きな罪の 古たのか -} 上から馬鹿に ・年頃だと云い 同様に ij 其の長女は 日間は決して怒ったことが わ 3 ざと自分から三文の直 れたり挑戯 程系 事である。 柳 女は 輕な方だと想者 の江川さんと は激が変れ 扱い。然し家 沿坡 そろく は 行 れたりす マは随意

> が P.K その んだ 12 Ų, 力。 1 から 何だ。 なごア 111 先言き 通常語 真劒な話はどうもしにく いつでも間には の階段の處で偶然出遇つ なだ。とるなどであ してゐます。 冗談ば かり たんだ 實思

「ふむ

12 機がまだ學校に るた時分知合った女なんだが

と云ふんで お娘さん せらっ です カ: どこ かの奥様になってゐる

なすったもんです 氣が早歩 病" 者ですか。して見ると 750 素人が you ない。数者 隨法 分早く 御修 扩

たビー

ルを片と

手に、

なが

江本田

いかに

聞き

する。

ボ

Ŧ

1

たさう

力を入れて、「

まさか拙者を出扱いて満た

「實はさら有り

が

ね 去

0

スけ

が で有り

去

120

は

7

7

は。

思慧 で、 番!! たんだ。 ig, ひたまへ。 かうする中に do オレ の藝者なんだ。 が、その僕が道 時に からかっ ر الا は 和應に 僕は學校を出 H 年党 は本際 其る 樂をし まア片をつけ カコ 時分駒三と云 IJ てすぐ洋行するん y, 出したそもく 費の 遊んだか 7 葉は 別常 業をを情 つてる 礼 たと

堂には遠い片隅にボーイが二三人寄つて話を

でぎり

人のるない卓子

うむく、

11.

カン

IJ

吸す

L

照添ふ電燈の

其一の

鮮に見せてゐるば

かり

る

岡家は

あたりに入る

やあると見廻

たが

廣気

い食

めて

女に迷つたやうな氣がした。一

云兴

つて古

江北田江

かし

カン

で

す

家

江る

君え

ルア真實まじ

何にも たのか、そ 知ら ٤ ą, 借 金克 1) だから、 自分で店 其 は

外側の のに内々で聞 4. 見れば 1 15 1) 当。

ら何れ仔細が 見に 角上院 111-15 ある つて置きたい も引いてゐて文田たん 語わ に遊れ たんだか、 今ま

置くが一番だよ。 田來てしま の邊の事も知 一大分御冷議が 方がないさ、 た後で恨ま が 細語 友莲 から云ふ事は かうござ 女と知 れるなんて云ふ話 ます 初门 V) 水 知。

置がきま すり くなる きら ない 今にまらう دیم 下で見たば るせら 急に話が進んで やつだから زع オレ ませんな。 邊に居るんです。棧敷ですか。 かりだから、 見に角で 水 すり 把的 何處に居っ 度な 村 毛風間 姿を打んで るか分別 マベし

下倉さ よろしく頼むよ。 \$0 京 歸次 ŋ 力》 共产 どう 0) 時は 41-何是 く り カ\* -J:-70 行でで 師に鑑定させて 44

一七年ぶりで新橋へ 111 たんだとさ。駒代といふ

んださらだ。

(296)

I

田浩

側なか

-6

す

B

0

4

n

カン

まだま

1

L

دې

助社

杯

をゆ

つくり

FIE

下上

を あ 力>

L

l)

は

36

人前の

ガミ

あるよ。」

て仕し

から

な

らしく聞 分ののがあ ir z えして 員と 推察し 3 まる の老婆心から その邊の事情まで、 要 -6 かう てしまはらと 0 ない、衣服の 抱へか見世借りか 日頃藝者を見馴 更の 今夜ばかりは降つては JFE. てゐるのであ 思っつ ある。 0 口をに 着こ なし座敷 に出して 又は遊び半 現在駒代の ある。 れ た限力 野學 0 间熱

何とも付かってもの の 江<sup>え</sup> 田<sup>さ</sup> 山さんと吉岡 かね かと 然し L 111-2 礼 をし さんと なが 15 わ を丁寧に洗 事 力》 の關係も大概は見當が を 6 取さ 此二 82 れも 3 H 礼 お客商賣の經 いつて江田 もりらしく、 15 返か

「駒代。 一次居ももう暑く 年亡 0 いくつにな は突然など うて はよしませう。 6 がら然し け ま 난 2 極注 0 めて親と ね さん、 L あ 6.

「私た なたは。 順之 PU 駒ま 代は子 なが 6 獨 話と 0 de 4.5

> 時だ。 一あら地心 あ 3 肝等 た こって 対時だの がだい 僧たり. مه プ ,どら

用てゐたんだ。 「お前き あ 今夜は一ツ身の さん。 別代は愛嬌の なたの・・・・? あなた、 30 私なが 総総 洋きこ 上語 まだ学分位 切断を見せて笑ひ 行智 L を聞く事にしよう。」 7 カゝ 6 -お前 난 45 た つ質まで から 57 古七

風ぎに、 きょ 中島をれれれれれ れ二年は 一きらか、ち 天井の方へ上目を使って考へながら、 好るん 「さうねえ。」と別代は たの 外景 此され たいと思ったが、云が出し 代は カン 111 一素人より 同じ時分だつ 今まで 其の 樣 かしも稼 どつち 円と認がや がら ge 時点 なくなつ 私だが 與片 誰に 欠服藝 いでゐまし 無意 洋行から励って たかも は易子 6. 力。 者の さ てねたの を弄び 知山 方言 た -}-たわ 社 力。 たんです Di け 0 ん。 60 ね れ 力。 7 きなるな事 3 來たの なが 古書 カン さあ \$0 強が、者は 12 彼れれ らりないと は と彼か 上 を 心是 80

こし膝をす に置 一際して 书 北三 土 る方よ。 した 田汽 \$ 「新湯だ いいた。 「何でも ツて云か 22 ず 為切 造き わ。 彼 寒くつてく質に なく 方の方よ。 北馬海流 は 一年辛抱 そら、 あ de

> 7 秋草

田祭 6 6 あら たは洋 分私も質は少 7 時 うつした方 何鸣 哪? カン 有品 た悲の智見別で 行なす る すり から 4 かずり いまよ。 共产 悲 0 棚和 方だの引 たのよ。 それ 度: 家の學校 様 77 たの いたんです。」 C 711-43 11 た 話をし ょ 丁度その 7 來さ 上江、 時分別

す de 76 「さう ね。 感にその 15 -L オレ 當室 たけ 行け 0 7 奥沙 ツて仰有る 樣 とさら 礼 は F. ŧ6 何時ま 姿が 思つ た 3 吏 君宏 カコ -(10 が 6, 後果敢だつたん んぢゃ 仰点 自治 す 松 [BIG ts る 中言に是世 へ行けけ 0 71:0

どこだえお 國於 と云ふ L.... 紅疹 出官

それ Zis ッて 3 あなた。丘然 那ッて云ふ

江 見に角を る中も返事 が

段々面白くなるから 何だか狐につましれたやうですね。お いから安心して見ておねで、 今にはなしが

は 女中が戻つて來て、馬代さん すぐに何か くくはこと江川は覺えず笑が出した。 ひます。 はおど居です

「さア。」と江田は古岡の方を見ながら二來ら 丁吉さんも外の方も皆もう少々何ひかね あ んでござ 吃驚するだやあ それから外の奴はどうし いますよ。どう致しま せう。 オレ "

にと立つた。 たら來 今度は女中を座敷へ残して女将が電話の返事方と、事等なしと、まかので いと云つて置かうちやありませんか。一 なっ 一人の 力が 活法が 早らご

ざんすからな。」 お前、知らないか。駒代には質かきまつた人が「お蝶。一杯やらう。」と音阿は女中へさして、 稿事よささうです 一杯やらう。 と書館 は女中

ム海者衆ですわれえ。 メンへは。」と江田は再び大摩に突出す。 先に此の土地にゐたんですつてね。一 は巧み 逃げ

ある

年ほど前に は随分類が カ<u>></u> c をかし 駒音 でえたので 61 から れたも 先にこの上面 いふらにあれて 11:1ř, 様がな 何是 地に出てあ い。お前知らない 僕の熱者だぜ。 いんです た時分一時 -[-

對面なんださうだ。 江川さんに熱くなつてゐたんだが 「それは全くの一だ。僕が證明するよ。一時 一笑ふ奴があるか。 あら、 れたんだとさ。そこで今夜が十年ぶりの御 失禮なりだな。 ね、選があつ

#2 73.0 ほ まり お蝶。その らい んとうならとは何だい。疑り さう、ほんとうなら随 つと痩せて居てすらりとして 時分には僕だつて禿げ 分がお 安く 0 おたも かり ぼ い奴だ روب な 活る いわ

だ。見せたかった何のもの さんこちら・・・・ 江湾 田等 鬼角する中に、や 飛上るやう がで原 下に登音がして、一姐 小さり 前往 した。

ようと思っ

たの

である。コードに断り

橋出

小供者とは

ききと

野に その為め少しふけて見えると気遣つてかい 知学生 髪はつぶしに結び銀棟すかし 明心 唐楼柄のお孫の單な。好みは意氣なれど たの は駒代で 展前 の輸に翡翠 4%

んまり

| 独生時代の吉岡さんと今日宮業界に其人ありての「佐田子」であるりなりまりなりにい疾者では吉陽さんの顔にかんは

ておるの

4

く其中には天からしまである事と で、何ば昔のおり染だからとぶつ

Ŋ る。

7

I;

はれた古聞さんとは少し

事がもがふと、

磁色の濃いのをし 縮細の得湯をしめ、特別に入党な真琢に継ば青年なりの 賀友師に無調子の関かり、ご **はわざとらしく** 事うをきたか かいいるる け、常は古代語 らい終の後熱 の加か

あるのに心付いてか 先程は、・・・。 こと投握しま 少し たが新し 別子を改いて、一今晚 がはつ江本 川が

注意 開幕 け 早速杯をとして、今まで黒居にねた

気なしに断ういふ場所で賑かに瞬ぐのが好きな 接自分のかに關係する事ではないが、江 座敷の取特機までに 遍く心をつけた。何も直にも江田はこり氣なく動性の衣裳から縁物からにも江田はこり氣なく動性の衣裳から縁物から にゐるのか分らないもんだ 打をば同日八日真實 ので、古間の為めに今夜は駒 島る時質はさそはうと思ったんだがね、どこ カン 6 6. あなたもいらし 日真質問達のないところを見同 つてと から・・・・とこ 代といふ無者の直 前は色岩

90 れ 田浩

源家

外だな、

た形行

機でも落ちたん

全を行って 家とは 尼葉事をんだな な 後乳 得え 涯がつ きら 中意 7 は 0 の始し 6 力 もら < 家親族 人是 8 然も 0 7 カン of. 新 7 0 中家 深刻 do どこ ま 20 た FF 7= 01 0 唯一人 時に旦那に 明 かっ 0) お 動代は上 知らず人の を見てもで なけ 考が 12 家に に死に B 弘等 がはとて、 處に ŋ 知 83 取肯 た事を にゐようと思 き 礼 オレ 別な 图 不 殘 ば % 九 0 野の のでき ŋ 自分と 34 なら 郷にり は 6 力》 てし 倍身を 2 なか \_\_ れてこれ B 即育 2 軒 な なる ---で最初 知らず 8 ま 車片 しさう 0) 九 つた。 秋季田 0 По な ば の喜れ ま 田舎のな と思む のななな 居ら から る かか まで つくと 廣彩 旦だな 自也 抱、 0 す 10 駒代 生 分の身の身の身の身の 連っれ 引かか 0 きり 0 3 礼 品か た大意 心が 金持 オレ とあ には 0 な た 共っ 果家 死し 3 4

中等見み

を

ŋ

ら、突然女 からワ ひあ 其を 其その きたく ない女の意地で、七年 その がて で呼びかけ ると ながら \$3 る 行道 へるで 身に な ٤ たと 龍力 家家 共元 中山 0 時信 以い 11 Ų, 今の 以前養女に ケ を 共活と 勿論 L 红 な 0) 突然 時分秋四 今との途 -(1) 唯たく 身ではり あ だといふ事を深くし 6 6, れて 0 /11 たも かにも辛る ک 生 女で 際で、 思案に 一屋花家 花花家 2 人で 去年の れ 初日 は 駒によ から 抱へられて 知し めて 一方に存 代は 駒代は が 3E 何智 73 駒代は 旦先なな あ 先言 にとも 6 女のないないないないないないないない かも 既生 前天 れてしま 20 かの一書と が に新橋 でら南地 死 1) 中沙 駒三と àL. 排音 家 無り 打印 果で 2 ねる は 5 j 6 寸为 つつく き 思想 何您 共造 きる " もあ 派に F エデ 全 45=7 身の 変調 新 た特合の女 カン な 間等 して共活 行けけ 其 1 同 引心 -111-12 た出 75 17 藝 しい店 老号 - }-ささを見 話わ 時 何方ち 17 オレ 者 積合か 八は行 て出た ば當分 抱写 -0 オレ 忠常 け めら 方を つの名な 0 あ ば 15 13 がらら 程则 なんだ、 る

4

家の さら 地様言 12) 思言 7 3 原見えず 大勢のな公人 Ł 私类 見たた 淚 れるやう な 敬 T 7. た事 3 明 大二

年々に老け

行

ば

かる

ŋ

今はの

どうにか先

目め

的力

なけ

事であ

大と

12

を

る。

代心

北

る

0

はこの

少少

٤ 0

れ を

0

た H

0

あ れば

る

-1-

四 唯意

0) 一門を

時等

6

貨息 0 仕込まが記書

37

IJ

-(0

丁度その 一般で 一杯盤を が、 -1-丹雪 らら 付け 時語 駒 代さん なが 1.6 らに あ 廊の下が 7 ちらい F-80 を走せ た 開港 水で オレ 外ぎ 73 少少

### J. 力。 71 火

騒ぎに す鈴の 學是構造 没! 炬巾 夜通しひと 7 集にい 度で HE 源 々 ij たの 介田 と尾花花 3 町場 々 をは れてお 彼方此 折官 111 0 む 夏の夜を空 盛意 座 北方の格子に る 起遊 銀汽车 へ合く語 -7.1 々と明 と終者 を明ち には 草纹 者の からは あ月の影力 けて 聞之 8 賣り 耐岩 田た老人、 小 用記書 馬だい 11.5 6文 何事 と過ず

T 作を 見み上の ら可愛は

何をさ

化樣

1

方だが 居<sup>ゐ</sup> もあるんですもの。何だの彼だのつて、私一人 ていらつしゃるし、 藝者でむう。 死亡つたんですよ。こうなる たも だやない れに弟御さんが二人 北南方とも と私はもと ちゃんと

す 「さういふ器ですから何分御量展に願ひま みませ せん。」と助作 わかった。なっぎに一杯・・・・ 代は江田に酌をして貰つ

一まだ 外は なかく つ駒代の後、姿を見送つて、群をひそめ、 国は丁度共時電話だと -[-藝者はどうしたらう。 一時前ですが。一と時記を出して見た い」です な。逸品ですぜ。一 もう來ないかな。 いふ知らい せに席等 を

な

た事ぢやない。」 夜は小 誰も來ない方がいるでせう。ところで僕も今 此邊のところで消えてし それにや及ばんよ。 何も今夜にかぎつ まひませう。

前にあつた杯を二ツとも一 ら。現をかいせるのは罪です。」 「乘掛つた舟でさ。當人だつてもう其の氣 をすりながら立掛けた。 の煙草人から薬卷を一本取出してマッ 度に片付け、遠慮 江町は自分の でせ

其の

歸於 ij

TF.

し古聞さんの方にその気

## ほ 72

まる原動へ行 箱屋から掛 った電話の返事をして駒代は からとするのを収 場にむたおか その

早く先を越したつもりで、 あ、島渡、駒ちゃん。」 すると別代は出つたれた群 を ながらも、 素

と云った調子、「いつだつてお泊りに で煙草を一服しながら萬事もう話はついてゐる あい、何つて御覧よ。」おかみも おかみさん、 いんだから・・・。 頂いても い」でせら 馴なれ なる事は たも 0

だ。 昔の丸抱への子供時分と同じやうに安ツないまましまる さうなつてしまつては、お茶屋の手前何となく 應式ふべき處ではない。吉岡さんなら全く結構等 前に出てゐた古岡さんの事だから、 なのである。然し久振で呼ばれて直ぐ其の晩に かつたの が 駒代は早速返事につまつてしまつた。 れやし 高 る 代は質 である。何しろ久振偶然芝居で田逢つ カュ 75 どう Ų, かと、 のところ吉岡さんの方に其の心持 かといふ事もまだ考へてはゐな 唯を 事が気にかいつたの 今更別に 勿論以 ぼく思

直接に島渡日ませか何かで知 ばどんなに私の顔がよくなるか知れやし はなし、待合のおかみさん杯にさらかはずとも って呼んでく れたのなら、何も b せてさへく 初めての女で

て頂戴よ。 に・・・と少しむっとした気にも 「それぢゃ、 おかみさん、時間にはい 力。

拾って るの らず妙に捨氣味な自暴なやうな気になって、打っ と気はついたけれど、何だ 姿も見えない。願へでも 輝いてゐるばかりで吉問さんも江 ると、電氣燈が杯盤狼藉たる紫檀の食盛の上 絶えず胸の底に往來してゐるいつもの屈此に暮た。 信 一巻 でれる中、駒代はどういふ譯ともなく日頃言み 坐つてしまった。すると不斷の手癖になってる て自粉紙で顔を拭きながら、 れてしまった。 云捨て」其のま、駒代は二階の ですぐ帶の間の化粧鏡を取出し鬢を撫で 置けといふやらに、その か自分ながら お立ちなのであらう ぼんや まる婚火の下 山ださ お応服 り鏡の面 加北に茶 課さ 一 立 矣 0

然はそんな浮いたものおやないと照く信じ 行" d, つたら、或はそれも層形のもとになってゐる 色緑の浮いた苦勢では 知: れないが、鬼に角駒代自身では自分の苦 ない。深く前で詰めて 13

けてあ

わ

カ

は

な

舎なん

です

から、

7

分に過ぎると い藝人でし かに過ぎた事だと思って其のまへにして 事をも ないでせら。 現に角性

し以前だ にやれ だまだ らに 0 de お前さんの気性から云へ 念 日 pq もら なんぞ特出す いたらどうです。 いと思ふ 0 な H pq つたんで 同島だの 何も此方から無理に 御贔屓筋から自然とさらいふ話が出た Ŧj. それ だんち のぢゃないからね。いゝやらにほし 年壽命があ カン 0 ٤ せらが、 まア あまえて一代の名人見たやう رنج いふ修行中の身ですからな。 は冥利に過ぎますよ 回忌だのと大袈裟に、追善 いくら 内輪の人情、また御贔屓 ったられ 何しろ若輩だ。二十三 ばそれも尤さ。然 性がよくつても、 頼んで人様に御迷い 少さ クレア見られ れ るや ま

まか 何高 其の 老人は小説家を奥 い尾花家の家中では先一番のお せの 女房同様な老妓十古 老人は口を出さない方が 通り何事も好か 佛物で 飾りつ の四層学に れ 悪力 とが 幾年間起歐 九 御品員 40 座敷。老人 7 カコ る知れ 0) して おんな

> お羽織をお坂 田した福子窓や格子戸が清線の茂戸越した。 二年ほどながら代燈籠に火まで入れた中庭を隔れる て、、変者の出入りする表目の六盤、 超えず 相變らず取り いて見え、涼しい夜風は隣の二階との隙間のないない。 火 通 つて ŋ なす 散らして 野の 風鈴を 居り 鳴ら ま + が L てゐる。 どらぞ、 に遠と カン

6

あるので あるし、芝居や演藝會 かり 子鉢を持つて來たのは数者の駒代で 気が は既に二三度とこで倉山先生を見知 山先生は、房子をはちく 先生、 いやい でない。 あたりを見廻して 馴なし 結構さ 宴會やお座敷でお 風が なだで折々見掛ける事も ゐる折から、 楽ます。 せな 的をし がら 。と小説家 煙草盆に菓 あ 與以 る。駒代 た事も こねるば の合 あり

ごるが L 不少 I, 13 有る事 ひま C たな。谷 ませら があるんなら何で 腐乱 れ -년: は か。御主人の前で云つても は この 7 仰鳥 1 の演響合は 有言 たやうなも おごり があ 主 7) さらです。 続き そんな弱身 ので な問 Pa 4 來 な 76

いらつしや

6.

ま

ここと間代は静に立って行 花子が甲走ったな つはアい に笑ひながらむ 倉舎 駒代州さん は節に放吹を叩 巡事をして、一先生、 いけた時に 川、敷で いてい 长 心方 4. 0 から生ま 物物 御二 ゆ る SIL E

うな。 です 左続さ、 新橋中でも此方の看枚なぞは一番古 「只今大き な。 明治 やどうも騒 幾人お居でです 私がそもくこの上地で初ま 一何年時分からです。 いのが三人に小さ かるし のが二人です に方き 4

と単やか 間点また 祝儀を造り な 者やで 弘 からな。 はまるで變りましたな。其心 つ だのが、 介品 たらま 桃 は成程々々と遺聴の態度を示し、 芸者は かけたもんでさ いふ順取りですかな。 と一緒に らず皆今のよ その時分にや内 忘れれ から川谷間、 屋 (mf) の二角へお座敷で Ł しない西南戦争の真最中でし 稼いでゐましたつけ。 農町、 抗划 下谷の数寄屋 時分に やうなもんでした 柳 橋が一でし 30 でなる 袋がまだ造 他の中家 Ų HJ 5 此方

げ 三日月様、 獨語 と老人は が出てゐる。一 0 plg" 手 歪 お 後に衛も独を見 だと 0

花法 子 E 旦那、お には 老らん 盆に三日月様 0 i が用ると 何先 なん オレ 的に た ()

お佛 持つ 增生 0 下是 10 おく お迎然 U. が 買か つて あるよ。 4 見。

「そう 日芽 那 いが火をつ け 40 7 焚いて 炮烙をこは 上が る るわ。こ L な 3

に火悪数 (大変表 特運んだ。 が出來る嬉 よ。と云ひ捨て し あ -牛洗 た 3. た 花子 とお 迎火 は 公公然

且差 ととと。 時時に HA! すことよ。」

2

オレ

さら一

130

中

12

え

カン

ŋ 3

紅く照らす。 云ふ中にも表通から つて、白粉を濃 老人は蹲踞んで手を合 吹通 3 地ふ夜風に 10 迎火 花思 あぶ は 瀬窟パ

200 旦那な 力 々で 千代吉如 燃し 7 3 無也 わ。 0 爾陀佛 粉 麗だわ 0 力之 杉 向於 5

開陀佛、

देशमा

體は全くは 曲点締めて 容能で 変数で しま 高り 家が 家が 気が に 始い ただ 真白の た。頭 まで た。 むた んみ 雅子に女帶の仕立直 しても L 0) た眼 が、い な温温 行と が、 X, IJ つたに はき すり 75 齡 地 l. 付と、凜々しいかにも福々し 一情ば たかがま の新し 焚く 根和 る る p 毛 相違ない。見る もち から越者家の京主とは見受けら 礼 だけは筆の な 0) がて兩手に カコ -6 カン ツキ 6 6. を示法 何年 ic 1) が、 い世 火の 活げ 腰はま 0) 、手足のよく透けて見える腰はまださして目に立つほ やう カン しい自然、品の 期景に i 利は 前 观话 しと望しい黑繻子の 町には は落ち 10 を 一等、品のいく鼻が、ど、寒へながらばつち 尾花家心 6. やうに長く重 から古ぼけ っしく念佛を 似合 7: ちてしま たくししく ----1) の販売 なが 老人は fuj 見える た洗っ -) たが、 越し 息はは れて 帯を 老 ほど 阿さ ι, れ 75 能 オレ

変! 水雪がつ 护 老人の姿を見て一 in in 啊! F. あ ら、王那、 水溜りを大股に踏み越 北子 E をと お髪りも から 根岸の、 根岸に あ りませんか。と二三軒先か 成分 光法生 光法 寸婆原帽子に手を 程、子 かい L 供電 はい日 進 つし オレ が開かいいいいいのでは、新聞からいいのでは、 いたい よ。 7-迎 17 祖

家倉山 小 片に 多年体みなく かと 例 會社員とも見えず おって獲人とも思は 地。 々ツ 透榜 都上下" 0 有犯 新说 狂 の諸が 也 自己. 開 人是 元祭に写献 統 瑶 見二二 434 功 1 70

たが小説家は佇んだまく 名が賣れて 演奏の 先生 批 もする。 心で そんな ぞ。」と老人は格子に あり 迎 115 火 0 ないない。大きない 111:10

を眺察 な。時に 33 が使用と do お盆だけ なっ 他 この圧さんは 今だに £ . . . . 1. 113

1

n 「庶八です ます か 大年月

すなこ 一六年 もんですな。 かや 來沒年完 11 [4]

A. 一左続で 0) は あり す。 IJ ま での意思なる。 老等少等 不 不定人の 命いのま 19. E わ カ・ b Ts.

10 からもそん 子年 來自 加 d, さら 4. 州科 声 は方々で たり 4 な あ IJ THE STATE alli' 生 压 は 43-さん あ あり IJ 行 たん 主 質らは がお i -14/2 明さか。 IJ が、家 连 国东 でどう 作二 6

5

夏

ぢ

ga. カン

ŋ

世

N

私は著

b あり

亭は ま

不多

रेड

・面質

で面白

6 ŋ は 南単 L 吳二 老人と 田美 0) 出官 懇意に 3 の定連で なり 出产 あ L, 0 たの 事を of the カン 0 6

だ。 んが もうー 何しろから 止之 7 腹と 吸出て見る。 カン 6 3. 世よ 0 もとんと講 ŋ 中ないに は 即き あ ŋ 61 72 ま 0 釋場 ねようと 中 ち W do 202 は行きが前さ もち いふ世 駄だ 目め

で義太太大 全 0 111-3 易 6 0) 落りね。語でし 115 は 36 總じて寄席 動 でなく 40 は 承是 y, 5 知ち す が が出來な た Ŋ -6

の事

御二

ま

ではなった。 75 すよ。 0 全くさ。 一つ處で 可席ば 唯何で は 藝げ、を だ ŋ 4 から、こり ぢ ょ る p ムんだ。 な 清 40 カン de れ 近熟 師 聞き \$ 通言 7 の演奏 かっ んま 1) 老 が つくり ŋ 安子 聞 居る 限室り 4 8 開き 同窓じ た ま いてや 役者 手取 ŋ 0 0 (24) 事 L ぢ た ŋ

る。 \$ 機 0 る 不計 氣彩 ねる 0 先艺 方は 会に 不 水が自然と 中多 気合が通じ合つ 識氣を取られ 0 一角から 體に何気に 不 程と 知不識気薬 筆記 杉 谷へ移る。 はどう て力瘤を لح 0 が 來な 500 L B 7 3 好.\* そこで んで、 來る カン きま 0 たら る Z. 世 きく方と \$6 やらに 方特 は 共元 な

森は老に 入っておや なら 存せな の 90 な さ入いら れた講 來き 明の 4 W喉を潤し であるほ た 0) 9 さらぢや L は 釋師 40 00 4 な ٤ 东中 まし。 が 古書 ら ŋ 女主人尾花家十古で 五に氣焰 玄 こと腹戸をか の小説家と せん を III-12 は、冷えた く最も ょ かせて 這世 あ

> つて な

組合中

な

4.

物艺

0

6

でぶて、 し る。 見み 6 網で 下流 111-4 4. 人だと見える。 った 師しぬ 解 る 所たら 鮫 身常體 福护 やし い様子は 僧々 5 < 紹生から 後を 7 が震 しく 待ち 藝者とい 45 た気で 横幅 今はお 少さ 面台 肥満え 料な理り 0) 红 L H の廣 誰だが 帯をメ を座り あ J. 落ち はすぐ舌を 屋中 な 人を見る Ų, 0 IIB II ょ 力> の女 十古は 肥金 3 ŋ 0 眼の は た着こ 20 て常常 河动 服复 HI? オレ 全く 東を 婆は 国書 藏 あ さきら なし 1 6 見る掛か み 一いまで 順 學家 な 4 h カン 7 5 C is 重汽 カン 好小 \$0 あ

き

十

白じ

年にに

なっ

殊

更 す 口名

面完

11.3

な

合亨

HI-P

節の

U

なぞ 施沙

指圖

FIE 9

南台

さん

何免

を

力= K

4 ょ

る

80

5

L

0

7

の毒素

が K 7

is

れ 2 7

ので き

あ

然がし

んりた

やら

ない

٧·

部が

圧べがは

達等

者で

分は

が首尾よく

要

ないの

である。

金岩

よら 5

け

ど、一人は死んでしま

望」が を

あ

3

op

なら

ば、 n

身を粉

んテ オス 抜ぎ て通ぎ なく 達 妓こ れ 逝. 0 Z \$ カン 1) 萬場 なす な女である 此三 れて B 同意 也 和紅金の 事には善悪とも 土土 年前 翻点 地ち る が、 0) 一十古と同じ年頃の 生活 も思る 处 はさら れた事 义类 切為 11:3 大型 の老妓 意気 をを 出た さんで 流には L 1) き

中途半端な自 なさつ **ある。** 不 わ 幅がきかし 不連中または さらいふ人達 カン 前き た人だと 時をは 世話人 ŋ L 相談 た然の さん達 たくも 0 云いは 老多 カン なすま」に らは 败 13 利き れ 4. カン -十古さんは角と Ł 人とは るるでないる。 Z. なく器く 1 十古姓 事品 75 と 來主 (305)

の人物た 時じで 府等 嫡子り て 來 -それ 助作ろ たと 生意 人だい 10 世の 身引 書を取り 懷 尾でた 人と 7 謹し は 礼 (2) 1 3 6 瓦尔 先生 中原何 花ま 0 んで老人の愚 不必 本 又意 で変 -1-1 書字口多 用 平所錦絲 何處へ 名は、 らら 講常仕し ع ~ 712 思心 オレ 代語 題書の 7 ~ 2. 主意 F) 釋 な 0 0 た 配信 常は 疗。 人は倉山先 て後い 商法に 4. 老3 き 红 oge 親と L ここさん 不谷長次郎 -( 表に失敗 必当ず 新装 北北 人儿 山流 堀信 0 7 手 口号 开 たとて、 相手 から 丁度二十 邊 L な 0 ٤ る 庭り 性が を 決持に放 位 思想 過ぎ 世よ 南 111:7 TS 餬の gr. を に残? す -0 3. な 自己 ~ 取さ IJ 軍人 で、 生 あり 家 日慢話を 11 H F. 0 倉山先生 を導ねるので 步, 高い 少ちひ た 1) た 世 0 せば、宛然人情 末は 人儿 暫信 註為 た世よ 0) 7.1 2 20 つて嘉永 學記 限室 た微 をば か 4 0) 文に 傾いちゃう 明 かけっ 思かり ふ美" 遂記 を p や無な姿だ 操作 話を 分が 礼 聞言 新 755 か を見せ 一男子 -な L し 6 誠を 45 力 年に 道底 元制 してく 飽あ Z 3 あ 书长 問言 かい 4. 7= 少いはい 時本以 今は倉に山産 に以 好。 本是 年 F き 主 3 扩泛 知品 だ る 老马 步 オレ

> 揚がげ、 娘が ~ き 十古 7= の中で l: がさる をす 賣う オレ HI. 儿童 L 序品 來 0 300 座言 す 般で 3 1/13 1) 见 明主 に新り 0 前人 なき 科橋尾花家や do 7/ 8 7 派な 人い 平 家

自じ

たっ 手端な折機 費き第でひ子に 示はは小さいが、 15 圖とか 1) て、 息りて 長次 流にがられ 子に住る 風気に 始出 老らん 好意 そんなら 行 風かみ が 83 して費つ 背点 邪"嫉怨 20 ま な F 長男な 通言たが ので、 末 主 力》 礼 0 破後二十 ٤, is でし って れた程な人気役者に 急急 解される 男の庄気に要問されて人の問には二人の た。 た実際 然はまつ <u>†</u> カン 性肺炎に 圧がたさい。 is 早場家で 時等に 方等 が はま 衣 主にしたの 面影 き 先生 あ くも遊びを嗜むいの型に生落ちた 名作市場市場 冒意 前で 6 る U 名な 3 に昇進して 家儿 させ 信息團 を れ 意見 男を し物あ 脆りな 洲 立立派 に許な 殿堂 見きあ げ して何な 頼込んで 35 刻 た も性質を 末所三 なただな 大がは 物がはれ 命がが、 世 かを る -) 坂上不可間は ょ 当

折ぎが、 -) 5、或時各區 方を変え た為 じこう 12 え の一時間の一時間の一時間の一時間を表記されています。 山真 學 2 カン 2 校 本港間は 焼け のおとうと 不 疑 良ら 7 C からなる 近点 时点少言 ま 年表 1117 ま 次じ 進ん 檢算 男 た。 説が 0) 流次 をし -李 20 オレ 心心 郎等

> に落ちく えと

> > Ŋ

人ただは

3-

1L

から

机"

の風流志道朝

6.

に行

15

1:1

ば

た。 红

人完氣

1)

鬼

1.6

不

談問門 此一 رمېد 11 腹當 何な問題 を 近か して pq 3 方きへ から 高される た場合 IJ 老人儿 一川から 44: 光、 前しや

料がが やら ぞへも 一等が 日分だけ 老人は 興意 新花 來くる カコ 事 気で を云出 前点 聞主 L 共产 が ŋ IJ 私に茶草体房に 招流か 生い な 12 き れ以來御座殷藝 根和 到已 き t, たけ カン れて と性に解析 して رمي 7 呼上 心に底 رغ ini b 11下上 20 1) 何东 吳道 行 た رمېر I'lo 数人た オレ 時じ を 相序 た。 社で 3 あ 6. 分元 御 たが 現意 群众 造 J - -X. 新だ が作う 32 職 12 樣 料は高端 窮川 す ŋ W か 人员 折ぎので 或時 V. 75 -1115 何蜀. 7 4 大い というか あ 111-2 Z. 7 で宴會 施言 あ を 13 制売な をし 6 的是 大程と から さる do 17 0 -} 白じ 疗 やら た。 た pon 成等御部金克座 見ば 山泉 不是 収り 6, たか な事 Mi 知 を す 不 信き \$ 頑結 分は の調 紳なかな p 2 柳片席中 固色 オン

な顔 自場く 大したも 男をで -C かい 雨空 がら きり を 手 吹き 六代目 見かけつ オレ 十古は大儀 をぼんと叩 う に鳴出 れ だ。 7 · 春記さ カン 7= 腹片 す X, 氣なな 無力理り \$ 1 さら 立た 4. 衞 誰荒 人と ア た。 7 門えで は れ \$ 立等上部 は 32 3 あ ď, 色岩に ts カン IJ 0 商品 6 旦だな 0 60 op 自然が 表がって 1 0) op L 5 カン な ŋ 面背 が 0 0) カン

事品 3 斯で 代 20 す 0 岡系 方が 青祖 2 it 近く 1 東岩 3 カン IJ 水道 ~) 岡絮 IJ 0 た さん もずらいに 113 けく、 線に 變於 10 な 0 0 水马 て、 当けら 7 10 た程 が 思知 夜ふ 突き 故さ 切き 大震 秋雪 然光 オレ 雨透 オレ 红 篠の 红 が 4 忽整 ٤ 新橋 H13 新は < なちり B ( 騷~ 來き なり 露るの 如正 りと V 下版の 地ち だりいり カン と晴れ立等 修善さ ٤ HI 0 かない。 がない。 かない。 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないで 東海道線 色は 別なん かい L の八 -1 カン らし 月号 る 0) 矿 0

園を書きる 園を書きると 岡家と んでやれば何! く待合對月に数 な氣電 代を通うなるか 京なっ る。 だと、木 派な廣。地 女的 であ 連った せ、 大龍 跡か が L 地ち が祭 れ する 女將 と報告に 一體念に こか 込 不挽 町 4. さんに を泊さ な 別が み から 11 0) d, は行を \$6 ろ 對た 0) 同様な で、 ず h 容 2 7 を不断 ds 行のく はり 動だ お わ む課 待合は ٤ L る 容然 7 まり気保養に 時まに 8 ざく たなく 7 を出 旅兴 ひとり または た を 4 お のがひ相客 明時 館 批世 な 整点を 0 0) は 自じ から自 大大規町 呼よ 養女と 店みせ 自也 では 分流 話わ 3 んで賞 て置く をない たやへ 腹影 压 0 張すあ やう 日然と心持よ 人が な な 0 激性 又系 物為斯斯 ٤ る。 IJ 0 が がな が の数者 楽 0 処た 0 土產 ま ょ 邊分 帳 L 11 駒代が れ 初は L. 30 場ば 情 た 10 0) た を買か なる 客を よく -0). 女言 L 2 魂 すっ 0) 御品以 幅 C. 0 たに 判に対 1/13 三位 連記: 鹏, C やう 代别 C3 (2) であ 瓣 of the あ, 昨意 東言 き J." 0 に数され

静泉 が 過去 女学 3. 0 風時 あり 鳴なき 1 が 朝德 飯完 初よ 秋片 膅続 れ 総発 0) を 15 空は海く曇つ P.s ¥, 2 げて行 驚 栽特 力 ず 泉は た時は 夜 0) 3 同意 を ろに L p 5 吹亦 f--· 1= な 步 時

> 身<sup>み</sup>を... 温湯 葉卷を衛 なく見惚い 師は代 いて 起き P L が は版と 行い 7 7 オレ 島主 だ 12 ナー を を カッ 様さ あ 岡が 新 14 開発に であ は最前 聞之 ると 腹片 悪智 を 急意に 見みて 11 0 U わ 事をた から ね が 11 寢<sup>也</sup> 取 2 , 不 女祭 0 た 2 がに は 枕が ないまなら 7 から 仆 つて け 女も Sp 滅の

駒代は 默書 -) -明信告 だ礼法 どう ريد 力。 な学生 旗篮 を +3-たば

ょ

んも いて んだ。 時<sup>じ</sup> は 17 だつて そら見る 「駒代、 信 居る あり 用き る ï 乃部 SIL! 7 TI 公儿 カ・ 0 だ 理り を カン 體に 矢張信用 L だ な 信沙 70 知し わっ 用き前き \$L せ 红 オレ な 0 カン す なたに L is 0) な 演生 17 町 Ę 利益 は 11: 1 机 力次 な ぢ F. す 村院さ 氣章 2 な 直で ij 女将 22

夜べも 力炎 -か オレ 方はは 程号 演员 な 明二 -[1] \$ そんなに 71 Ė 同意 不 ま 樣 0 ぢ 7 なら 肝性 郭辽 話わ 6. 奎 L 時等

う発の知り るれば年外御贔屓のごく手軽いお客様があるの れ 來ずつと賣込んだ店だけに るの 一人は不良少年となつて勘常同 で結構その日 (父の手前表向は出入をさせぬやらになっても、これになってい) .と 賴 込まれる 抱 もあるし、自分も出てさへ ればよいのである。 で、云はど自分と亭主の吳山と二人ぎり いとしても思問されるのは れた餘生を送って行けるだけいものさ の商賣は出來て行く。 それには新橋開けて以 2他から是非置いてく 様義絕同様今で 大張棒の それにつけ の事を

はなり……。 はない。 神をはないでは、 神をはないでは、 神をはないでは、 神をはないでは、 神をはないでは、 神をはないでは、 神をはないでは、 神をはないでは、 神をはないでは、 神をはないでは、 神をはないでは、 神をはないでは、 をして、 をしてるる中、来、客の南単先生は、 をしてなる中、来、客の南単先生は、 をしてなる中、来、客の南単先生は、 をしてなる中、来、客の南単先生は、 をしてなる中、来、客の南単先生は、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして、 をして

「久振で編笠でもさらつて、敷からと思ひましてありがたう。その中また御礼魔に出ます。」ではましな。」

居<sup>る</sup>は\_ がます 「はムムム 來ま fill! にはった せんな。 さう かで 4 ふ事なら 0 したらよろ 頃) VI もうとんと怠って よく、以て長の しく仰行

で不さい。

て、「駒代は二階にゐますか。」と呼掛けて、「駒代は二階にゐますか。」と呼掛けて、「駒代は二階にゐまり、「「「「「「「」」」という。」と呼ばれてはまたお近、「」」という。」と呼ばれてはまたお近、「」」

さんの よ。すると何だか妙な事をぶ た煙草人を光澤ぶきんで拭きは 「かうつ だつてね、こ 質は 私やちつとも知らなかつたけれど、 今方田たよ 旦差 二三日前力次さんと さらか 那に呼ばれてゐるんだって の間から濱崎さんへ行く 40 と老人は夏蜜相 0 緒に じめ てるから變だと のなった。 なつ あり たん 红 の、何気 力夫 だ

は思っつ さ、虚が今夜すつ いてはくアと思ったのさ。 ずや 7" たけれど、さらとは気がつかなかつたの あり オレ de de 九掛によらど カン ij 拓 客様から其の事を聞 ず な カン ~ 腕が ま, る

うに思は と見える 置きなよ。田來る前に和談でもさ なっ i 何能さ、 何がだ 11 だが え事、 カン なまじ 和が知 此心 オレ ね 出來てしまつた後 ると 頃の子供は皆 台を出されえが 6. B やちゃ ない顔をして ち や仕上 取特で 腕 . た 12 樣 たん から 打扮って \*L かい ない あ なら 0 姟 Ja. 知し

ばかりに限 とい B んさ。 3. 事是 奎 つた話がや まけ オル だから た、此の 何處 頃別の THE T 岐は 强广理》

返事をし てるん んだとさ。引かして世話をしてやらうと が オユ、 ほ んとうだよ。今夜いろく話を 旦矣 ださら 那の方から だけ れ 身が清 ど駒代の方では の話まで 特出してあ つきり 何有を んだ

何か珍 れに 「まア 彼奴が 逃 方も あ (もこの頃は大分田るやうになったんで、 L た結構など ないんだとさ ムして稼いでゐてくれ」ば家ちゃ ねえ夢でも見出したんだらう。 事をは ないんだけ th 誰に

ね、世話をしてやらうといふ方があるなら、それ、世話をしてやらうといふ方があるなら、それ、世話をしてやらうといふ方があるなら、それ、世話をしてなる方が常人の為めだらうが

「力灸さんの且那なんだよ。」
「力灸さんの且那なんだよ。」

な好 カ お前さん、知らない だから 十にやお成り いふ保険會社 い男さ。 しその 旦先が かなさ 那とい 方数 るま だ 0) よ。 力。 のはどう云ふ方だ。 V よ。 -1-お髭のあ 七八か あの何り

行 其そ代に原じ 空 為しら そ 兎と事" 駒電 よう れ 自じ 買力 16 カン 分だ 年さ が 馴 が 思想立立 10 可以 0 Tous 切き HE C 新築 んだ駒代に 額 カン L あ れ 來さ 日 0 1) 5 つく 2 な よご が氣さ 以い前差 7 0 た。 2 安かけ 7 谷乳 力 0 け れ から 3 再為 資量 B 置 \$ 合き 明まのう 度も ` よく け 知し 0 保证 Ho 待合 て が 0 ij 近気のぞ 7 駒門代 人に 差 な Ł 7 数に 見る は から 其そ る 見ら 0 偶然、 を置 んで 3. る れ 吹き さま 處はなる 然艺 0 حاد に遊れ き自じ 阿索 20 0 れ -0 何先 此 76 書は時時 た 红 7 75 屯 ٤ 社 カン 分流 U 别答 そこ & 何答 る なく 6 سهد 22 那言 11 3 を Cops 7

IJ 目的 落ら 身満をし した返答 崩ら あ な き 腹は 知主 關分 れ 立た to the 圖之 ŋ TI 0 つ。 為た す 絶た 6 を 又を持く 此らか 力 \$ 和學 方 別でいる 13 たの 體に 帶 of the 思を 決ら N. 2 な 70 事中 6 建て、 古高 たら いふ課で 意地、 ながら、 0 駒 は 立为 王等 姿を 定語 近派に 伤ぶ 礼 代 を 春はさ 自じ は二点 れ は 見て 分於 失 な 兎と 引擎 艶かか 角かく 1) 0 0 祝ま n 4. 返 は ふ事を C. op 7 p 駄だ 服\* 寺に 魔事

1:30 れ 出於 た から 思慧 真儿 迎信 売上 質勵化 1) 110 分花 丸部 出。 な 新築を 0 別る 州言

如いか何が銀や本 難なく 思された 女を 重なる 0 なり 座さ 其をの 病語のだ。 處と \$6 愈 を から 75 L カン き 為 此 別言 0 た み 0 あ 來た事を 易 めに 返 何免 れ 朋情に 0 3 H& 0 7 る な 心持を 10 が 新 ねる 約ゆ رجهد g, I) 此 裾ま 5 ま (1) から 0 [/4] ۲ 0) 病氣 文時 を 0 op カル あ た丸が 代 7, 6, 曳ひ 氣見 畳を く、どこ た から 変なた 次じ 思想 る。 づ 度於 7 6. 0 LI れ た製での 110 郷がに 0 呼よ た。 なし 又是 あ ま 6. معد す y. 共产 が 者是 かまま 行 废祭 7 6 op 姿がなか 見みら 着き h ょ 方ぱっ 特に 0 新 だ 変き たと 時為 ぢ -6 派 時等 7 れ 6. カン は あ Λ 0 & な 仕 置/ カコ 河点 む ま \$ 端 カン ち いい き 不多 3 4. H) 合 0 折 代 な 0 から 間と ANC! 6. カン 滑 E 0 は 押智 村等 -) 4. 0 15 大さ 島がて \$ 新 3 な 7 ٤ 7 赵 似に HIL 6.

處さ 0 ま 古書 ts から、 沼を 合度 0 世 は と意味 ŋ 是が p 0 0 夏な 見つちっさ 非に 氣電 が 7 3 古 き 7. 0 り三 ゆ 九 出品 れ P 勤言 存品 Ĺ |教公 は二人り **駒**代 が n はよん 休ぎ 20 箱根 人 暇 た 代於 说言 き 老 ch IJ 伏ぶ 収さ H) 修善 學院 4.3 秋雪 -> 邪祟 を

> 家意識なのか 口多 4.4 市レ買ぶ を 岡紫 川道 カン 友達 花塔 11 主 何怎 0 け カ -出て 113. 别言 事后 日为 1410 呼上 方法 家記 2 け 171 朝意 0 0 0 İ 話わ オレ 待か C 代二 なら 松 東於 11 京等 20 戻と な る 0 ふ二人 ge 用き 江之 5 來《 111/2 事 かい HIS 遠に 十古古 共产 來た 株常 出 ひま間に (1) ra! から

園覧が 後ま 21 頭 5 逃亡 ts \* らに はき 話つ げ ま カミ 駒〔 年皇屋や 韶 i 150 初し do 6 た 何度 坐岩 6 坂生 ると れ 獨是 から 自也 すし ij y, 7 何德 17 逃ば場 カュ 痛 煩言 P やら あ 共品 座さ 70 5 3 敷と たら 型なっ 分京 が が れ 勸! ま な 付 なく 立套 なく 80 だこ の一点が 突に Ų, き な 戻と 0 立道し 主 る な なる 身宫 ま 0 E2 ŋ 體 11 非 扎 泣祭出 來 Hà 编章 L Z E. カュ -) L オレ 機当 ツこ ŋ 112 班 3 倒答 記 CFL ne 0 ッ れ 問告

鸣な

女ななな き たよ 一級る 切 E 男き B 押节 付 調言 子记 ょ 忽喜 Ł

な

唯學生時 重なな ば其夜 洋常行物 1/13 カン 時分が 步 5 ŋ 我なな V 晚边 ふ調料 物学 は れ を 白也 不気で 好き 思返れる 築建地 程低 7 Ł 氣雪 t あ 不思い 0 夏な 拾す わ L 濱崎 入つ 7 0 カュ 見み が ず る 行" な 來= 面白 唯生 てし D B んだ 偶然帝はようとは 何な度と ま んと 750 此 折守 C 虚さ 女がなが な E ヹゕ 以口 風に関け は、 L は

きませいのでか 岡系議業の つ 正等も な 力 は 不多 代社 から 0 カン 思し 5 Z だ から 議 潤質 0 書品 n 思な だ。 CA 妙 ま · Č. 0 な心 0 0 さら 時也 心持に 随が 書き 3 分范 岡系 海はいち 遊 自じは 力》 3. 由る駒 な 0 されたが 代 0 15 7 な ŋ 事是 は る 6 類陰 6 非なは る な を U 木 決的 にきの 実に 関き 度と際語 0 鼻はな を 废院 不為

> 過系 き

L

な

場は

15

は、

そ

利是

除け

情

ま

女先

1:

ち

んと

豫心

算え 合物

を立た

2

る

-

溪:

算を

超三も

月され

0

む

る

あ

0

何答

囘

其勘定

大忠。

位意

Ł

1,

裕智な 失う時にせてだ る」 神た安克 ばない これ まじ 方於 りますないます 立る素を せい 即点 思蒙 其言 快台上 人是 TS 人人 つて 對た 日午二 女生 勢は 買物 買加 分 な 6 20 抑 でに別掛り 初心 心さる ~ あ 桃湾 くこと 女 No 下品 快念 L 7. File 支い所は配け、記されて た。 段. 最高 ||||# 期音 樂之 却类 終的 形 其を 如い 现为 買你 驗化 0 處で 何是 た機能 代言 な 事 を 勝利 种艺 人是 を 宿城 100 青兒 出汽 問上 教は あ 上の時 阿智 罪るで を 屋中 服感 間ま i. 感化 たる 遊記 下沙 共き 3 を な 红 き 挑 さる 必多要 彼就 女言 な 0) ts 合き 日的 岡家 譯的 6 do 除まい オレ 女をなな D. ge In. れ 餘 消言 前是 精い 行語 ば は

B まで 力》 4 心之 社会的 Ł 0 K 0 茶家 2 B 買常 3 統 應ぎ 別な H ま 0 力 染い カン 次 代於 0 女かなかな -カコ ŋ 旦那に \$ 东 0 5 た カュ 張特 呼き豫との た そ 出た第六 所得 あ -) 额 (2) 0 手で 17 あ t 批告 紙な 0 IJ 紳り 澤む 1710 力17 を 上版 貨幣 次 功言然と には 1.1 先涉 4. れ 也

<

た

رغ ŋ

5

45

よく

人是

カン

な

6

答

张成

屋中 嫌言

والد

牛門

屋や 男をとこ

上京

7

P女達·

カン 6

が

又表

76 2

¥.

2 6

はつ

厘ツ

と割り

前に 達

P 嫌言

様なない時かか だに 非20 白岩 さら 額な らず 3 0 7 0 5 0 自己 無り際はかれ 最高 然らある 虚さ 女が < れ 3 0 -F-2 な中等 廣治に 鐵一 1. れ 岡系 俄蒙 用片 B 初 of. から 何产 不 若然 旦力 11:30 4 般等 Ł 七月 坂と I. 15 北片 カン 根ね 那な 年次 付き 然か 放言 出汽 B 足差 る 82 4. 思な 公言 力火 がない 本學 317 那些 口台時套 L 12 ふ事を 10 オレ から 3 0 が そぎ 場は 明元 3 力次 事だ 發電 のは F 13 のは場合 湯に歩き 者は 人で 判がに V を 金 附言 が 0 男 11175 114 1+ あ 3 き 微いの 7 あ 田。 說当 1:2 人公 同意 旦友 行 馬馬 課程 C 藏 4, る カン 11117 寄よ 岡奈似にと 者に を N 鹿 那· 自己 0 たい 富 3 6. 時に + 20 た。 111 7 元》 मिह 又美 0 3 ょ 計判が 11" カン J-去 7 FI3 H) 時等 L だと 部 虚 Ho 年芒 外的 7 1) 次 1 TS 實業家 ならい 流产 ナ 茶言 課分でく 殊是 5 岡家 TS 4. 3 20 既生 779 何言 \$0 石 尾中 200 3 K は 當気 力? 15 \$L 底 J. & 男言 (まっ 次じ 意心 不多 押; かさ 彼为 た 地 断だ 様き 115 + 扯 都 か 4. ち 中心色 な P 其言 で今日 自じで 對於 t 新力 オレ 氣金 ま す 030 み \$ -C Fill yo 思想 期にほ 分を 73:

て背 話り税は 易をからない。 · L 2 ij な ると其足で ŋ 6 L L. -5 頭をひ で今は 荷さ を言えれる さ 合 4 て 7 せに せる を た上、 が 0 車でで 今急に なる 緒に雑魚寝 ٤ つ行い 其 思案をきい すぐに 厄尔 利談だ 時也 0 ゥ 7 0 2 場ばに 半過ぎま 红 始し 1 田だ 不能 大病なので、 ハをか L 0 よくても 商賣をよしてし ス 十吉姐さん 春 な事を おうかざひ 7 B 打ぎ 丰 東京 五だ。 を引揚げ 日頃信息 でけた學句 |樹落 倒生 1 を それ で流季 VI 那の れ 0 を立て、 以前 ようと 島か あ コ 打炸 -(" る ッ カン 錦☆ -) 仰し 何、 de 駒代は がて小 6 Sp. る ま 岡家 プ 0 0) 3 待合 やらに 事に をさ 來き 製造が まい 正だ 4. ま 江之 舎な でうに不運な廻なっても大事は 古さ HITE か、能く ねる 那 H は熱者家 間ま L れ 旧物店を出まる経 E がへ を駒代 無ち さん 新 -) は間に く古えつ 0 宿富 家で元は を 0 返事 おかか 晚点 0 B HI-E 群: \$6 は 最高

変を結び 1/43 から 的の花子 \$6 屋中 が直路 今方自 敷 11 動き事 銭湯 歸 **職代型** £-演はい 慌だれた から -春雨 歸つて來て、 家さんぢ 划 築 を引き \$6 地も 1-00 座敷き を消費 op げ 75 鏡ったい 上熟 其子 60 來言前表 所の

から 父呼ぶ V よこし たも のと思 2 た で あ

合質をつら 書いた こは 0) 離にけ ま ŋ に、 ·---ます がら 樣 ま \$ ね。 と云は なだいる 兄にさ ま; 下办 カン せん 宜 はどなた すだ 行" ららう 4 誰們 から いくえ宜春 カン ね 5 B 間ま 和安堵の 道なひ 耶管 0 柴儿 ما الما た事を Ļ さん 其字 折台 0 た de de 事是 北 1 な 一人三人 见为 7 あ 7 ねた共 思教 それ れ -(: 門为 が カル 断につか ぢ 0 カュ 道言さ る 11 の家 < ない 3 やなく 借告た \$6 6 ż 開始 きく 吐息 1= れそる 是非 んで 珍ら IJ らず三春園 ŋ 少し、 特合な 商務 なが 級為 红 `` 3 用を走らせた。 中心一軒、宜春 心を漏 3 っての 5 を小かっかだ 一覧 な す 加加減 \$0 たが 6. 省の裏通り いが、 いい 7 馴な 新言 ・梯子を上記 L アを開放し 馴染の で、 女何となく 弾し ``` 駒に から た。然か から 形度 0 林艺 代け わるく さら情 忍し 7 駒を 排 び逢 がだといふ返事 ねる 代は 首を 電話。 って行くと、 0 た表一階、 背を倚 と呼ば す 不過 で休子 今ま 大小り待 半信半疑 なくも -) 30 來意 戦後 た瀬世 お二階が 心ま」 J. L たん お客 出。來主 4 17 川龍 カュ 0 F1:00 15 だ

دمهد あ 4 IJ 0 意外に たま るい駒代け 少時 ME L はい。 1)

- [ -

[44]

な

カン

ばいに 思な 打造 先達 J. ぎり お ŋ 駒ま ふに 何ぎ 111.6 の冗談に 八二 代は -It 力力 まだ一日、 外なくなっ ¥, 贩 此二れ 0 B カン 0 に決が な ょ 引手 唯々は 日の つて して人知 75 嬉れ 145 きょう 駒金 1-7 ま 活中、人気のない三春園 L L 代は た 何先 思想 うう。 しぬり、突は 藝者し この藝人衆の 夢を見る たとも 気利は れ どう す ٤ 呼点 4. す É てゐる る事を 深場 でく た 唯物の一 5 嬉 , and 向於 な質 になった 1 此 オレ E S ると か Jĵ が眼め 情っ 何答 is -) ÷ と云い -0) ち やん 場ばか ある 分ら 何を式 25 収さ 抗 る ぎ

SHOT. た。 駒代は てゐた兄さん 0 此方 わざとらしく、 潮世 微を上 0 有り 様子に、 川龍 古 が 思つてゐなかった心である。 同等 は は助ける 時に ける事 0 L. 代 見合き は一味 をば 瀬せ よ。こゝ 孙 川震 が ち HE はす 來 も をない オレ びてこと 6 て行ったない カュ 初う 心是 1) 作りり (2) 嬉れ 4:5 C いふ小 しく y. あり 月:章 驅か 1 な 明克 0 似ま 0 ま を 市家 好 -35

墨を引き、な たの 夢中でこの家を逃げ 圖 側が脚が 節々々 Ł 國家是 川でない。 ある。年は二十七八、剃つた眉 これる様子、虁名燉川一絲といふ女形 髪を五分刈にした中の中春丈、すぐ髪を五分刈にした中の中春丈、すぐ 々 るたら一生新橋 べの普請 下へと細帯 頭に、駒代より 手の浴れがけ、 出さう でも る の何故新橋が 北あっ まる飛び出 IJ と、願の外はよく 唯語 いてゐたら 部なる る確言 がそん B B なく れ な なく L 田の恵かと 駒代は なに懐か と思 が続き ŋ \$

あら 兄にさ に役者と

知し

であ

る á 励いる 風言 12 l 7 ほつと人きな息を 一線は 丹手 やない。びつくり を胸に殊更動 悸 3 を押さる

の新橋演奏 な名類に 度目に崩代が襲者になってつい此の春歌舞伎座とめ、経れまだ修行最中の少年であったが、二 मेंड्र の前に はれてゐ 代はこの前新橋から出てゐた 般衣の 一 匠 花物 なつて大勢の藝者から兄さんく 柳の橋古場で知合つ 折樂屋で逢 助代は無明とわ 家を逃出さらと思い た時に 時分から が身が心細く 思語 11 めた矢 に立派 共 ٤ 0

> 物語が ふ澤とも 先輩といい と心丈夫な気がし もの 出 らかけずし わからず、宛ら が俄にそれ 遇 つたやう 進さ 絲の姿を見ると、 ほどで な懐 H1" しこを覚え、 他感で ま ¥, 1) な の嬉れ いやうに、 聞らず 忽ら然 l 河湾湾 たりの に最 は

動代の手を取って其胸 ぢやない。 兄さん、 まだ 胸岩 ぬば がどきく そら觸つて御覧っと一絲け び つく カン 1) ŋ L み を押言 て。御免なさ てゐるぢ <u>ئ</u>ر やない せた。 無造作に か。 点う 言を

んが悪な 勘なた 「あら兄さん、あ 駒代は いいよ。 して 6. 頂戴 俄版 瀬を報く 駅を 什上 やま 返次 ってそんな處に立 ってるぢや無い D ts がら、 ほ 0 んとうに

うし 見さんはい l H2 じろ見ながら、 りしたのか離れ來ないよしてことへ花を引きに本 明治座が千秋樂に み 略等 ね 代の姿 狮湾 兄さん。 A. 之七間 な その でいる 來たの った 手で \$2 福も間 を指導 から、二三人で -0 あ 0 つ ま, たま」 る te が た姿をじろ 約次を だど

してゐた。

2 40, 前 7 さんこそ。 JII-戴に t

人知

れ

F

けり

丛》

7:

ö

處

祭し する一絲の袖を捉 を、 助代は急に情け 7 杉 原戴よ。 邪に魔 ~ 12 活金し なって、 みなのよ。 其なの 佐行 見言 かう

「どう 난 泊つて行く んだらら。 後 - Pri 火き 注" は

な 一誰もる L ない わ ょ。 あたい一人置 堀。

Ŋ さう だ 12 0 7) > 女将さん 6 そ れ は ぢ 用場 40 た お前に に演習 さん と私に 二人ぎ

さう、 女將さん お留守

兄に さ

たやらに思は 二学りは、 誰だ \$ 20 な 外の往来まで何の の際と h ٤ れ、廊下の窓から見える裏庭一面、 題む 殿の音ば 上廣意 で何の物音も 日の光に、 家の カュ 1) 7 なく、 は一至 構内は勿 具芸に 11

ゆ 71 わ た

何だがき。

何だが

つて。

\$3

連はだれなの。東京

へ行ったら

古門 6.I ま だけつ の高額 1/12 ypti i 步 肥高 1117 出で

れ

8

0

る 街

此らは方は

カン \$

ŋ

5

0

杉

0

カ

薄字あ

ITE O

影許妓で カジ

だめ かい ず 唯たなと 通道 ŋ 0 0 な 灯版 4. 寂る L 流源 45 方等 L 迎复

# 七 W

代 白岩莲 10 Æ. づ た 越 人 70 力 れ ょ。 廉: L 手拭浴衣に -(" 酌品 晒き 15 7 15 " 木品 Z あ き は 通信の る 花 ろ そろ 2 子 0 尾空 別語に 15 西洋寝衣 花芸 0 お 伊芒 開た 下是 る 家作 達で 鶴る 次的 残艺 カン ٤ 腰 \$ 6 早よ 6. 卷 御 皆然 を なく を 0 を変した。 3. 西山 被告 去 " め H だ 0 が、市内 75 7 そ 0 杉 7 學系 仕しの 風点 お ~ 込まは 2 る 9 心子供總勢に花助。それ 花場。 7 0) が 階が沸りの屋や は 駒に る 屋中 菊き 根如 ま 干雪

ずに

ま 0

9

だ

1 72

思を

今まま

不仕合が

ら、片質世より

其處で

年もを

取と

落ちら

15 を

0

6

あ

秋季

田浩 力>

0 田祭た。

中窓に

ح

嬉え

L

事

0

あ

る 0

0

を

B 主

知らった

色がが する

カン

カン

つが

見る

餘よ

11

な 0

0

は

分范

外祭に

深刻

V

自じた

ま 11

3

で今ま

は

0

TE

0

5

75

心持が

京

B

(2)

0

11-2

0) る

代出

神せ

川龍

 $\eta$ 

る

どわ

な

B 45 0

0

は

な

辛品 初世

> が行る 人 0

の変には

程等

な

0

0 0)

身の 不多

園を告えなる。 かな 菊で 油ない 持きお 75 思なる 気すが 明のは 座世厚為 喉の t 敷生化品 代は る程度で も金銭 あ 73 7 た W 出港 がく 3 ŋ から 鼻も高な 3 あ 0 ---猫を抜かり 0 け る 7 It op 4 る カン 為たど 0 0 な物を着た カン Ł 様がに lt 存せ 8 な製 前等 8 丈い 6 撫で 極意 色は れ 0 浴る 低品 若な華芸 7 首分 自言 3 6 潰る 見》 る 丸装 魁え 0 剝は 功等主 7 1-通道 F る げ を 田上 ち n 處かる 主然、数は 20 入いた やら る 1) オレ 却ないる ge れ紛り 頤... C 75 な 0)

二次の人

染る

30

便管

金艺 付っ

通点

転き

を

朋慧

放法

\$6 カン

るる き

-("

懷言

は 3

15

有言で

0

年な

3/0

数にある

B

押さ

n

\$

中

駒代は

俄

のくらる

ŋ

目

\$

0 て、折

たや

5

な

に云い

持続に

75

0

力>

3

5 \$. ち

が

は L わ

引き

ま

たの

人にき

L

7 力》

昨該 時まら

ま

0

1-1

妻ば

同語の

が

0 だ

た 1

do

思想

2 de

た。

れと

譯辞共物

そ

駒代は

7

0

身みも

答言 が 賞を低させ 應ぎに て到き 知ち増ま云かし 0) ふくないます 若なく 貌。ら < 0 E 30 淺東即是黑色都是 ŋ から れ 底賣 40 0 L 茶草屋 か思想 -C: 76 立等 < 如是綺書 座さ do 女 服め あ 柄だはれ な 才是 だれ でな る 0 なく な流は 行け 0 8 1 年亡 0 は 75 社 相思 竹 千人にんずか ば 6 脇に 助き 女中より 0 0 が 代出 當にん のお 3 で、取り 3. 卷書 新火 3 8 JET. 結らに Ł VI ŋ 0 座さ 橋世 2 L 弘 す う三 礼 0 爱到 一一同 養だは れ 違為 働き分す < ま ば 者や 15 カン 一前後 5 れ は 立等 0 からし 15 九 調味は 腰 柄門 N 0 4 が 色 (313)

あ

つ ボル から き世話して 妙学 れ TI る を買いる 金雪 食 00 旦だな -

を 大大大大 湖: げ づ 風ふ y 151 呂 \$ ず 行の鏡を 花游 治っ 壁心 た花 は 度於抽象 起力 断る 南南 を氣き 上喜 お 代ば b IJ 鹤 毛け な 15

筋すが

な 水沙

色気は

0

をに が

取肯 仲皇

ŋ

ま

だ

き

起為

云は何 何笠 呼よ 年合き 何彦 · " op の其儘打拾 0 義 昨に日の B なく、 学院 座さ 7 敷 Z. " 人 ま 知し 八や二人 來さて た E お; 82 自分が 記契 部 な 半 当時で って見る 0 0 來すま 查院 肌结 を見る お座がと、 礼 を 知し れば 6 何德

結果が上きたら たら 化 あら どんなに に嬉っ 川龍 兄员 さん魔 は L あり 調う す もう ŋ 子儿 道是 な 15 1: n) 分れね ぞつこ 0 る 此与 え。 だら 此二 方は を爲盡さず 0 しん自分にま 」ぐら 5 上流 男の自惚が 遍ん 此 芝喜 思想 5 の冗談 0 0 経験で は L 事 込んで 7 0 手 11 強よ ح えい もう ديم 0 想等 れな ・つたら だ 0 外打 面白さ L 位台 0 力》 遊說 李 から Z 7 ŋ

N

から

其を

気なら

つでも

見せ

3

op

0

\$ 化さ 0 7 口多 何言 を 念が ま れ 夢 遠信 3 ic 7 身に 夢見 < 2 0) から 4. 處さ 手 る 夜か 心地 で 風な 廻 は H 手で 通 4 15 0 拍子 力》 相景 IJ カン 3. 2 唯なく といる 6 y, 次言 思力 0) る。 間達 れ p 潮t 3 L は

> 出だ 力> 0 ま 4 駒豆 ち 85 83 た P ょ L 7 0) 6 る 立を掛け わ、 後よ \$6 11 女生き 茶 のうつ。 時じ か 杯がつ 其そ を の手 入が き るとら を 0 2 來きくれ 是常 3 L 4. 500 ぢ ap 無な とま

兄さん 逢あそ 無な 膝な さら 5 n を 6. -崩分 ち ね よ。 ap < 駒電 凭かい ち そ 2 駒代 れ N ほ J. どるな 17 手で 4 0 J. き 1 を引ひ と逢つ 肌の カン \$ 喉と L 力 な が T 3 カン 涡か 3 頂 0 0 戦が ٤ た 7 都合がふ ょ 0 L ~ 0 40 0 兄に

ます

よ。

カン

所 ち

6. T

1465

吃き

行

0

7 な yes

下糸さ

よ 贩牛 此家

0

私

そじ

0

¥)

-6

15

5

ま 00 九 義の 2. す ほ 私なし 7> ٤ が ま + de カコ 時過ぎ 主 兄さん、 こく な なら なけ ね れ つ ば 泊盖 つて 逢っ 行物 カジ < あ 下程 3 だ る け

夫。 50 よ。 旦だ 5 那' 0 用き カュ 诚当 り泊拿 n 心な He 用き 1) 7)2 30 心 旦然な が 泊量 さん IJ 15 なる事を 0 方が よ。 \$ 目め 泊記れ 付っ は な カン な Ŀ カュ らた 大大大 け 13

が

ん、 となど 力。 つて 九 何色 義は 來 時 明 日本 日的 佐々素人ち 頃言 る 11 0 0) 5 政治 カン は 1 処家 逢は TS 寸 京 思想 41 apo な 6 初 あ ば 茶幕 女 屋を 7 ま オレ 明育 ま, な 知し 使 H L IJ う op 415 りし 11 そ 11:30 ts カン オレ カン 大た。他に ア島 F 17 自じ ¥. ち 分克 八時や 此二

來るまで 若なたなな 車を 那 呼んで 約 0) 宋? po L 世 た 改完 20 F 7 潮也 女艺 川館 (2) TE は 手で 初じ を 操 ŋ n

事を云ひ の線領防災 た今渦 方は ま 車なる 5 挨点 きて 代は 其之 支し 人ぶ ts. を は農商務 なく 6 す 0 銀 ŋ ~ 主 HI 思力 座 來 たかん 0 0) 夜よ 灯なを 省 風か なが H 駒? 駒量 不一 ま 代は 沈ん 夜 KI 何先 3 圖 0 駄た 0) 中雪 瀬世 事をば C 瀬世 を 初 カン 川能は を呼ぶ 見た 北き 引擎 不少 川霞 秋 捌 0) 45 後よ -1) から 12 8 て出雲橋 纸 良 出作 足形がない d, 歴 1= V. して に甘葉 度、 時点 Ł -6 オレ 志

んの

を

は

ij

かな符合

0

女特の

掘

がぐ

駒は カュ

代は今日まで

上くは聞き

お茶草 82

女中父は否

おき

なの

3

な心

うた

部是

は

前き

さんにや 取肯

魔が惚れ

ツて

仰時

晚艺

取と

I'v

到了

た

か

d.

た。

花號

を

我がが

事

今堂の

和な中部がら

お客は

一人も

來

な

カン

٤

木艺

们

損力

日でれて気を 5 據注を る 7 た。二人は が互に稼げ it H 行法は 3 1) op 合志 そ る中様が た 小 男だと 第二 海情で 商 カン 其 賣公 0 げ 別がけ 身み る 薄説に有力な根 13. だけ って話が合ふっ \$ 上之 7 が 時 を だ 繰返 一番だ か で髪 ٤

陽気を 又差 前だも n 企智 0 のはあ 馬鹿か 10 が な 秋草 時分に東 る TI は 田浩 な事を に固定 30 而去 な 東西分 客意の も遠接 家い 0 其の場に かを出て、 < 4. いるの 事是 って なって 合へ 何答 F) の身の振方に 行 \$ つてねた こどう 自じ して 8 分がで は も六 L つと 見みる ても は 0 は話が め、 で 七年 Z 以い

窓ま 二人は後れて べい ŋ 意见 移う 夜 から 千代が大急ぎでは さん L \$ を 來たの 何意 鏡臺を裏屋根の して す だ よく 7 け 風呂 其その 対したで 然と Ti 行前 から上き 必ら あ 色さ てり気 真真のる。 化性 代に ٤ 物干へ遊 恵り IJ 西日 氣 × 76 れ ぎ な 座室 そ ば L. カン は と類に 0 2 拉 ふ小 きし 共に ほ Ľ 矿 どとに 8 湧かく (1) 然意 込 惜 た時に 込む表の た後、 が のほ 如是 - ( 駒 ٤

代は 不法ち なく って。 \$0 前に 3 ん。此方 頃 あ 0 方窓に 杨 日め 15 カン 7

中であ 誰气 300 と花跡はい 今縮 毛炭 の数を直 す 大浩、 心の最高

座さし 「お島さい あ 議員 あ 0 た あ 御光 O T-3 41 が 桃 +:: 田で 島 た 時分に 3 んさ。 \$0 よく あ かかっ 0 \$00 御迎 前に 3 上があっ 2 it ٤ 何意

格の神 る最高 同恋 П きんと 説と カン 突然質 Fel 社 萬花 心是 カン に鏡の お以め 身を請請 の面を見高いのかい。こ Ch. 話行 常時 1: 0) -遊り 木/吉 L 且完 那のば 事員那 -j. 7 20 \$L

が 稼せ K y て海岸川窟 機 を の兄には 損 カン Ľ Int's は 73 de 12 7 0 7-逢引ので度を な 40 人と 名な を L 改 な 代音 めていりと 1) 應言

わ さら、 支那な あり 思 御 が連中 そ 連九 れ Ľ ぢ 40 12 83 p 店後の 此らかき か大きだっ カに やお居で な 0 カン ب 知し ナニ

だけ だよっ たんだよ。 15 「特を行うない」 \$ Ö 6. れ E さう ね \$0 何だ 別な そり え 正される な方 Zab 3 ぢ 私 カコ op 0 op ア品は ね ネ 南京編 夏雪 2 彼方 中等 よく 何意 夏 1.1 7/2 賴防 ガに \$3 終縮新 1/2 3% 渡さ 助库 ヤア Sec. 0) ょ 時等 御ッ 11 む 招 輕; 輕; みらしら 2

そべ 「何時だらう、 つたまり もうお湯の沸く 時分なの、 カン

ね

つきアお起きよ。際るよ。

昨夜なんぞ大きな摩でお前さん寝言をお言ひだけて ららい あら、 11 お前さん昨日から徐ツ程どうかしてゐるよ。 10 わたし かり様ですが、断つてお出でだ。 おのろけかい。驚いたよ。此の人は。」 ア誰かと思つてびつくりしたおや

たかと我ながら高外な面特。初 「氣が起いよ、この人は。一昨日三春園 お前さん、いよくへ何か田來たんだね あらさら。 と動代は流行にそれ しわっ おごるわよ。 300 程學 0 事是 でお前 成さらに 8. あ

な

馬鹿にしないねえ。

からその後を引受けてもう三年程になる。

さんに大優世話をやかし

だよ。 え。何だか姐さんも内々心配しておゐでのやう もの。今だに頭がふらへしてゐるわ。」 「駒ちやん、一體お前さんどうする氣たんだ リイスキーをあらかた一本でんちまつたんだ

例つちまふ さらかと云つて引くや わ。彼方も今のとこ

> 見えるだらうと思ふの 「い」え。あれ 今夜、お前さんお約束 な際を立てら れる心 ツきりよ、 よ。全く何て 困るんだし だけれどきつと今に 御返事して ねえる。 ほん

度以前の内箱が勘定を誤魔化して首になつた處といえ、急と、沈光寺は事からなった。 はないらこの尾花家へ下女奉公に付込み、見やけるとの尾花家へ下女奉公に付込み、見や て、眼の大きい鼻筋の通つた面長の顔立、著いお定である。年は四十五六、春文はすらりとし う見まねで自づと統屋の遣口を覧えた時分、丁 えるが、自然焼した顔の色から産物の着こなし 今こそ髪け薄く前髪のあたりに早くも白髪が見います。ままず、表家の 時にはまんざら見られなくも無かつたらしく、 い」か困つちまふわ。 |時意主を持つたが死別れ、七年程前に 體の樣子。元は洲崎の華魁であつたとやら。 様子段に跫音がした。上つて來たのは内箱 初めて

50 ٥٠٠٥ た。欲屋さんの御約東は六時で 「お定さん。私 いくえ、菊千代さん。真幅さんから掛 駒代はお定の顔を見ると、晦をすれば影 ことお定は命令するやうな削談するやうな一 もう世間さんが 水かた 知らせ かと思はず、 砸 当りまし 礼 吏 のた せ

に相談

L

たのけ花りである。

吉岡さんが身満の話を特別し

の着機で 種の調子で、相手の返れ 能ら御座んす 事を待たず お 代代 所謂

行った。 新千代は何にも云けず急いで風片場へ下りて そで、

も駒代とはお丘にしんみりした話が能く合ふ 稼がして貰ふ築段。然し何方かといふと其年齢 第一覧を表しい。 15世間 想よくして取谷のお座敷を一 美ならざる利口な花明はつかず関れず兩方へ で冷嘲すると云ふ工合。この間に執って容色 方でもあんな御多編のくせに生意気なと腹の中等 自然と様子に現はれることがあるので、胸代のしだという。 するので、心は一年ならぬ處がある。それ ら分になった家中での古顔、菜省の課長さん 三年ほど前新橋へ出たのである。 からも、又いろくく苦勢し た順代の評判が称ともすれば自分を凌ぎさらに にして一人で羽振をきかしてゐた處、後から來 と地方の資産家なる議員さんとを目ぼしい五點を与りしまから、 はないが、一人は丸也の年季をよまして去年 のである。花功は 南子代と駒代とは別に付のわるいと式ふ器で 対子にいいます。 間者になり、 やがて 以前度町に用 世の た其の境遇からし 旦那に捨てられて ツなりとも除計に 出てゐたが引かさ 變意

はく

Fi.

+

羽は

織が

脱台

はの

0

飛り

0,

年势

配

色は

真黒な海場

主

op

角ない

月け とぶい する た 特合だと B ap 呼 遠道 TE 新世 出 0 行 返事 電流が に わ 一先づ ね

たてば U カン 3 7 って んを見る 75 HT 化け 2 3 红 れれを仕 出官 頓の た 先 非なな ٤ 6 る 節か 7 先き 2 此 賣 -) 刻 不少 7 今度はは な し着 水は L 0 力。 來る 對告 り背 物為 月ち 是世 花という \* 7 -うて 11:0 東る 潮也 きた がき 換か E" 來で 川震る を ts 學云 呼上 て對月へ出掛 力。 は で 9 CE おようとうち 待非 L れ 是非おり え。 時に間 ٤ op 0 る 非がは、一般によった。こととか 事是 ほど 2 だ を 3

挟いき 者は家 ねる 古等 け ると 風電 云い 通信 L. 代は 如整 te 0 座敷き さん 3 K は す 花器 = 4 和助、行 が 心心 0 0 十古に房 れ に 0 喜 麻ぎ 红芹 さら のナ 75 香、栽培 do 柳ま 又表 我儘も 14 Ħ. 八营 人に なら 6 H 家家 容 代学玉二人を交 行い中意 來意 W. 0 10 73 少さ は は一人、 ٤ 如些 費 3 ぼろ L 丁語 思っつ 年下 3 でいい な +5 藝 0

> たは 香な を新し ととも 麻~ -\$6 B め、 修言 聞き 酌 思想 な から 村等 麥 遠慮も 唯たに 0 酒 小二 25 様子。 3 何ら 指版 spa: 的に 盛き に認即 な を のリ 力> 4 子.= 強者が 笑 ŋ 丁供设 世 0 降さの な の指導 から 者是 手で 老らず ら、 杵藏子、 放 0 品定 房 別に MJ. 萩葉 () 5 凝言、 8 2 を面白 花明 76 を 稻富 主 -3

今夜都合い 1F5 立って 間まに 駒ま 駒是 め カン 代 階下の てん、鳥渡。 時分を 學家 He を 座 箱は 部へ 5 來 な 7 かた ١, 8 順方か 7 力》 0 行" 内で 後に 0 カン 班生 角か 5 を ち とす 0 費 いて は 5 來きた F お 駒によ 前き 何怎 花湖 代 氣で を -) な 呼よ

度になっ んだよ 間なお是些質的が前に非なっつ b 0 つと 來會 を近れない 300 つて 時 さん おて 7 でう 間次 か ち 仰弯 2 5 廻き 以い 寄添 ょ 有品 Z. 3 何党の だ t 兄にさ 前日 4. る ٤ 8 郭 時 が た を あ 火人 カン N 々 1 0 カン 76 ナデカ と花場け 仰点 \* が 横濱 目め 目的 部 们是 的:b 北, 20 \$0 \$6 夜 HI. で 外等 7 た (D) 12 が 2 額為 3 あり を見る L だ TI な骨号 な 15 け んだ た 不 共 つ --官等 る。 うこに置い 17 春さ だ 時 れ 屋や 花片 15% 4:50 もら 昨ら夜 7 カン は 時也 時等 此言 力 す

> を食 Z,V る 事と 方に 7 6 5 昨 丁度地 2 花りは 11 やら る 3 で CA 夜~ オレ 駒電 90 t ず 定い なが \$ す 代 ま 即行 今夜に 一足二足と 昨夜 ŋ から は だだに 座さ 返事 化 何能 夜 K 様う わ ょ ある原 L CFE 話花 に国産 が 何恋 ざく 6 か な \$ を つて 今元 ટ 馴な 彼か つけ 押ぉ 0 多 敷と 染 花塔 7 あ 多 Ti 初じ 1 水汽 れ 打乳 红 な D ち 11 龙 駒は 明 7 6. 1 it 連る 74 ず 代を ま ら 呼ば < 出た は んだ 賴的 to L 6. んだ 廬 7 かっ んだよ。 \* Ľ 2)> す Die S 76 だと 事员 ع ス るら 75 テ **学**: 0 あ 丰 0 L

役者買をす 夜、 思想 迎热 なま なき ¥. ば 付き 而智 0 駒記 12 だ 5 る 白岩 ち た ょ 位台 " 0 do な、何に \$0, -32 て、 な h 前さん な大臣 ٤ な 0 op 小さ 7 L 3 0 餘計な る確は 人とに 方や前 方なら だ 3 話装 美 4 者和配 以上 رمهد 族さ す 萬 ò なく ガミ た 事 fin 賴药 瀬せ は なん 7 34 -) んざ Zi. 川龍 な け まら 打造 0 <u>ئ</u> ق 定是許に だ れ 7 世世 カコ L 話わ 沙 0 ま L 昨g ٤ re de

涙を浮っ! 駒 外し 代は 次 15 ず 内なさ 都管 败 を 江 真 廊 赤に 下办 燈台 眼边 薄子は

男だとは思って 云淀んで傾向 仁丹の廣告見たやうな気がし 女をかな 聞さん見たやうな綺麗な人を且那にし ・ さいこと だな 「お前さん 長く變らずに 「吉岡さんはそんなに綺麗 は 話をし 知山 どうし に再會してい の病気でひ 七さんがあ 見 、此の先長 も とても外の人はつとまりやし をして 男 きは す え、さらぢや ね。然し花ちゃ 11 てき。 てく なんざどんなに悪くつてもいる (我慢して大目に見て下さるだらうがま) しま は 口名 \$0. 深 チッ るま でこそそんな事を云ふ いてる さら やんなす 切なんだとさ。 外線に 65 る人が る の方に出てね れ と思ふんだよ。」 な þ いふ方なら、何だらうね 4: K 質り たの 無法 は 並大抵なおい ん は 0 カン わ。 K 我儘をしても つたのだと云ふ話だよ。 か出來たら をず どうし 虚な け L 私は吉い 唯以前に れ カン と駒代は っつと 云ひ 知し たって吉岡さん 時分なんざ、 の別莊に置 ⊅> 客なら ちつとも ない L 出で 私たア 怒ら は さんも け 前き 松品 はさす のか 中文 よ。 したから 7 れ でん 何だだ も。唯 あたかと 村家 る え、大た 自分が ~ ° 川家 潤世 かい ち 120 いて 用管 古ョ 10 7 \$≥ ریم -0

松下ほんと 魔なに 置為 事是 ん \$3 ので、駒代は 7 0) つてゐるだけ が きた 腕一ツでどうに 4. アほんとうにどう お前き なる くお あ ろ るんだよ。 4 の吉岡さんと < 容が やら 弘 1.t さん、どこ 明道 0) 話法 先づ花場を改 だといる 能く男の鋭 75 ريد ď, から ts のかを、 0 いと、流 弘 御覧 來すて 如些 & を定め お約束 L 事 さん初め 知し よう が 外方に引入れて、 た 束 あるんだよ。花は 行そ とどう れぬ先から たので がな カン 事がわ 15 ほ と、思 行かない 萬事こ のひと せ てノ T あ 人の持物にな 見み 案にあまる カン たなら、今の り近くして の無の邪 つて せ かい。 る 外をは け ち る 干世 0)

も、 .... 時也 定を呼び、「鳥渡因業家ま Z. 上影 さう、 さら 知し カン る 電話が れない やうに立ま 時也 カン 頃 それ わ。 昨日の宜春さ 今夜はどこも受けちやるによ。」 ち رفهد それ つて、 急をい 知ら 法 で行い お定さアん。」と箱 0 L 15 しんから se で行い かうよ。」と駒代は 歸然 つて來る って 6 掛つ 7 事 來る な 一來る H 屋 6 から 0 れ 形花 3 カン -1 76

朝智 人 ば れ た ち 水をやらう ひに 階を下 上意 0 來きた 如露片手にすぐ のは吳山老人。 さま 屋"物 -Fig

が気さ

渡さらに

を

代は

電話に

出 學

\$0 2

座敷はどこ そめ

たと聞き

くと

代さん

福

7

知し

رة

せに

來さた

权

1

ij

呂<sup>の</sup>味が 線だ 朝意 Eå の 上之 亦り 61 0 もは れて 15 さして励り い情数へる事も打忘れしば そ わ 1112 がしく < から空一面棚を 時刻と 1=0 コ たり 今ま 鳴用す色町 ク 行命 見えて物干の浴衣を離っ の泉気 7 彼為 独子 1;4, を眺ま つのタまぐ 此為 めて に張り電 何處の家 らく (れ。吳山は物の一般など、大を一般である。) 電話の鈴木の鈴木の鈴木の鈴木の鈴木の鈴木の鈴木の鈴木の 階: う は つくしさ できら お資御殿

1= 15

# 枕き 0) が

0)

其<sup>そ</sup>の 過まで び瀬川の兄さんに引會は た嬉れ Z, て、煙草を 酌 廻る。 色に 1-1-6 その みかか 0 5.6 時頃る になり立て がはし 遊んだ。花りは後 4 晩げ 宜春のお外敷 れば翌日は丁度橋古が一日休みと云 駒代は兄さ 駒代は丁度花助と因 書家の 1= 14 時 起物 してゐる Ci 0 若い同志、 きるつも から んと 行くとすぐに花助を呼 題 せて そ カン ŋ れ へ心然に待つて れなり奥座吸へ引けら掛つた他のお座収 () 面白可笑しく十 つい別れにくくて 處、何を 腹色 かって ぶらに 時じ

る

3

go

y.

南急

深り刻を

なおいまま 外艺

を

學是

VI

0

追記 ぎら

何完

Z'

77

E 動

- 1-

進

112'

11.

IJ

0)

に言な

稲る

0

顷。害《

事。心是

共产

0

後

L

た

(1)

場点

田宣 瑚

7 る 四季 新沙 -5-5 動為 人り 場は 追さく 人是 红 姓が雑ぎ 勿論東西 往蒙交 南集 る オレ IJ 真最近 走出 雅元 0 4 挨き 花塔 向氣 6 道管押りに し一本語からなった。 眼光 あ な 間等 -移言 is ago. 人文 iii Ł のだ 看的 87 混合力。客管 原場は 6 に原い 2 L す 主 11

0

~)

方等

な勢力をじ切って 南変がは集製が野 朓游人にる カン 倉台 8 0 0 まず をう なけ 払い 海山南野は 識量 0 を る 見な 袋は Tim れ から れ 0 思想 場這家か 評るる 发言 爱言 を る 議さに ナバラ 家 形式 自し かまれ 10 面党 論え 12 120 H 然光 係 0 勉を な 作等 5% 0 而背 地立好等 今は B 事是 80 L ギ 海瑠璃 る 然に 小力 何变 TI 唯治居 L 居る 外ないない は 11 3 今になる。 75 ۰ だ カン ---作き 階をいるい 折着人 愛問 實生 在办 向雪 is 者は 0 20 前表頓力 5 0 ٤ 艺 距靠 44.5 着" 何空中家 面元 福 を 見る L から 2 红 言が から人を から 8 水学 Cope 7 る 0 4 場は招き 17 5 氣き 混り ず 0) 6 必がさず 0 雜 演/ ¥. 褒:5 \* 植無なのきん な なく オレ 3 らか 部 なく打き物ぎれ دم ぜ C うまな 0 8 82 れ 義主臺灣 オレ 程度 た る 唯意は ん 間に 最もと ŋ 當意ま

び、 初 3 ね す 東京 南流 集さ 栈 は 敷: 連? 75 。字5 祁 日の治ち 0 部门 Mê. 3 き III-à

7:

t

は

には何と年表問とした。 味が鹿がきに馬は、 自じ優労の りなお着り間と げ 分だの 趣品 想法 獨望 2 かにろ 鹿が胆さの一性芸 は THE 思定め る何言 0 IJ の書か 遠海 行 45 ξ から が思な L ingoing . 明章 為たい 心意 ٤ ď, な どう 少さい 北北 立 块部 VI 變沈 Zh 古言 心力 do دېد 1) 居った 事是風言 な 々 う -3. 4. 年没 -7: y. る 神道 れ 10 々 更高に 認力 風言 最高日 な ¥, 興らの it cop II 全意後に 110 L 火嬉れ 南ない 是で全まるな 7975 行為 HIE が 5 力足 そ れ 4.5 折令 カン から 方た 3 15 ds 0 椰 智が唯意 無也分沒 t 明ち L 反线 L 7 康 ¥, 差さの 4. 6. 報 113 始!: 5 15 カン 思蒙 場 ス 別が世 6. ريه Zin, 413. 80 L 分だ 般越 ij · U 興る 0) \$L 外 た。 次 ま 1 カン び っ書き な 行 何管中場た Ł 111-2 腹は 20 眼夢 梨園 思に 作学 から (I 10 0) を る 现许 何先 (2) 時也 カン 11 オレ 風雪の 11 事是 事是 事を思いている。 2 耽沒 方面 7 2 を 3 0 -萬年 法是 人公 手に 3 \$ y, 内恋 0 ば 去 あ る 4 南泉の T-. 悪き お 心力さ 反法 `` 最 高統分は のままっ ¥. が 返 i 逢され カン 對心 馬ば 41 初上 -{-

> 眼が「あ -}-获到江 0) よ。 楼" 東 儿子 李 かり から 借い萬差 萬多 3 ぢ 主 3 رمه -jp が 來\* 5 6. 红 10 かい 7 13 20 成程を IJ N 主 年亡 は 主 奎 当たた 41 国文と 々 0 奥ぎ 0) \$6 た 女家 萬元 3 12 將 3 3 小? 手 -C: 前。

見<sup>み</sup>な、 7 家和和 (1) ま 親蓉 分 な ~ (G 75 カュ 相 盛む h 10 作 N が だ 出。 頃 來 10 h 1= B 肥。

素をなるので 方於 元計に 7 る カン 師如何女生 御二 殊くつ 南京取とど 新品 前之云 將 单: IJ き 0 力。 3 IJ 115 連,役 る ないなった 处门 眼点 役 な る 111 明》 1= 杉 者心 : 4: 5 Ł ,Ŀ Zil. 造っ 11 き B も物の 理り E 班: 部件等 · 数式表 舞.5 (I 殊主 元ない 相 父表に、 我もの 達 水等に 5 0 が多だ 京うる 坂東 カン 演為 ず 割等四; カル 道信 1115 む 种品 今けり 藝 河过 ば 3 0 A. +, 飾さ L ば ·Li. 2 重賞は あ が 31~ Ð 1L 0 通貨 オレ る 新沙 N. 見力 ば \$ IJ 橋也 計は 物が 遙に面が 女 有常 カン 111 7 将" 3 東岩 間党 15 連 制 茶品中等人 西 が w 或る ij -fel 處言 正なる 首を打き引 く。 脚語き 러그 15 種さ 腰に換き 敷き平心見るめ 合きし

相原な 我が其を推さ位は 慢売れ 祭きなる な 7 助する 3 ば 駒を 働た 代\* 明ま 代\* が の く\* B そ る る は別けたりみ ٨ 時に は 0) 0 を 代 かい を - --(7) だ L (t 圓 何勞 700 又等 和 カン 7 到了 何先 す 厭 點泛 れ 在京 色岩 取肯 6 B II す it 弘氣 杉 汉? が 持ちの 助 れ 0 ag. れ 何先 高 ず 眼心 (7) 是世の 構製 事 排的 < は は -灰き 世世の 自じ何と 起き 女祭の 禁 が 7:0 を ば 話わけ祭 0 が 直急 ずご す 流 20 ぢ 和瓜 好ず と、 る 身とし は 面含 1+ ま ま カン () る Fi な 云小 虚さるか -0 ば 自己 運えに 一般 3 0 處: 庭子 0 0 0 カン 分范 行 をそそ 70 11 % HIE 3, b C. た 々は IJ 心間は 持がが 盤言 泥艺 1113 だ て花装 U () 7 ッで れ 見み 0 " な 來生 17 水家業の 破 御 南 る 红 力。 0 0 MIL 是地思い 功時 儘きる 同な V 0 0 で、 儀言 他家 場は 女 4 取肯 0 座さは 和日は 是<sup>ぜ</sup> 心滿 -) 卷書 Ist's かこ 廻台 祀 たぜん 助岸 国急 H -71. 深少 駒\* 來 十一は非 切氣。 とす 芽りい 至し ٤ 敷。唯意 代 ٤ たに 0 11 非ひ に虚さも 極さ 11 今を なく 6 事程に が 11 3 事に花はっ 廻き 6. オレ ٤ J. 師言 作りの

揃えにの にの を を で ず 脱れ 中等任 なり 然だりだ。那な 北京 is 服学 7 7 败 れ 励され of the 11. 3 な ま 代を 6 女中に 和智 造音 拉言 7 0 大意 たう 0 展出 ま 頼防が か中玉一人 間ま 杯 唯た 1,111 0 が 0 業 を \$3 た t-脚ケーへ 1= 聞言 胸影 -0 1/17 座三 力。 何 れ 111/2 122 引导 を 75 12 人、海切害 人、海切害 敗き け - 1-よく あり 61 1. 脇: る 7 371 た 作表 子、 151 死! から き 护; 25 がい IJ L 先 カン 17:00 老皇妙 方· 世 カン ま らかかか 特性子 な 7 丁度 残さ ない رمد 此 4 70 Ł 越 1 木なぞ揃ひ 5 花湖 is 房 2 待意 た 八层 原沙 空草 和意 な。骨質 なく から 2 下が座さ をいう らかと 帯は ことう L 弘 に吸い 車を備が ٤ 女皇に

# 九 3 N

組織の統一会 池。 渡 あ た 處 た、 で |春秋三 早時る 自然い 茶草 0 花はよ 次是 かく 0 口办 かな總元大明大 問沙 7 歌步 を 大花俊 続きたか き 手だん 作で カン がい からから初に H 催むする た カラスでは 摺され 班上 11 F 橋独名 其子 TI 最終に な おい -, 妻を南京と 7 TEN ケッ

> 柳岸四半織的いを 人気にお 題は に守 日め اأأل 連 嬢! 付章 do -0) £ す - [ -所は紋がん 20 PU 13 ·li. 所 涯 dî. 们: 0 を 炽 北意 面後っつけ 前先 前。 7116 脱った 12 111= 小点 3 ルさ 人员 侧言 東空師 丸芽 It 厅。 指小 11/70 登録が愛い +. IJ 17::

6.

X

L

111

然に

野皇

11)] 5

<

ye. < h 10 Mil あり なす 6 な 1) 処さ ま L 43-6. かれん 5 0 ね。 红 L たし た もに ね。 を カン 变 化芝 あり 人れ 以上 1) 化 1) 主 0) 旗 野沒 用设 璃り \$ 和= -[-年が学 信託が

瑶る B ろ気ぎ 鸦り さら な 生 が 6. 出。 時じで n 分差 7 が る 悪るく 15 ~ 私なし 0 0 近意 4. 年是 閉じいた は 4. 20 5 砾 た 郭言 Ti 31.5 17.5 折 冷人 や活 何言 時幸

き 指行 なら 思紹介符 なって 0 な 45 O it は -C を な 1) 4. 楊杉 ديهد 2 加芯 御二 7 0 你 15% 1) なら 初時 主 かい do IIIc 1/2 3 70 Ha OF 機 3 7 从底't

かい 笑かは そ 舊行 7 下片 7 13 7 常等 61 州文(: お 注づ 玉葉 連なケ 南第 月時 池上 1+ 不少 FH 和一番。始 來以 15 利し、 其产 6, 物: 0) ふ行 产服务 理解を 11 K **並。名本南东**唯於

題门 銀き 川京

それ だらら。 アさらと、 ま だなか \$6 前の番ちの cop

話や

を

L

7

る

事に

75

0

0)

0

あり

外し

L

其後

は

か来て ねる

知るべし)みんないらしつてよ。 ○○さんも□□ (役者の 本名を

B 22.00 ほ なく 2 んなお二人づ 0 つい言葉に力を入れて 付 時床山が知 7 4. 駒代の鬘を見せ 岡焼したつて 」と駒代は 云 始まら 2 たの K 何答 を ٤ な 自也 4. 60 自分なが ふ。譯辞 わ ね

と思 出で ろに 73 0 花斯 云少 るすこ 記さ 3. 0 つ 何を 本書 たが、 を入れたの 3 3 半玉の には 時等 は 前為 は 馴なれ 見當ら 3 0 會 花 其 夏なっ 心で 差當 待ちむ で、 切き は 0 腹はなが をつ 末駒代 0 YIZ な 吉覧は 元また た資質に 田だ つて 代が 0 ち れ ٤ 駒代に代るべ 困 6 まき 7 0 0 0 78 緒上 闘づ 移 カン れ K 0 に手を に怒 か 20 2 駒代 0 村談に み る と駒代の家 心つて見た が へ見り 0 0 き氣に 切らう 代の いろ 保名 乗り 斯か 今日文明の社會に於て さず食り取り 究ま な欲求をば再び胸

い心持になって、

世に

ある

快樂は一ツ餘

6

つねば氣が

す

主

な

V

٤

云

、様な猛烈

ばいに感じ始世

た。

古る

新春內然 無事不凡な な、至し と子供 20 は三 向き逢かかってである。 歸か びにもすこし 坐表 た B つて 0) な かに 程足が 光景を見渡すと、吉岡 0 思想 感が たや 6 て満た とも 0 はず をつれて 來る 真t 聞え ば ある 面目な生活 カン る 5 そ 遠海 唯に を なかか たい 瘾ta 110 事を 引 が、 を終 疲るれ る。 で旦先 は カン なっ 動物園 んや を対めの 又等があ 古法 ŋ 0 今日から そし げてからは を覺えたと云 なの 0 た。 ŋ 7 の旦那な は十日目位に江田 0 とその をば 長額 て 25 6 類なに いとも 日曜 で た。 L 年沙 も行くと 7 別に寂 は 遊びび 駒代が をこ 花袋 會社 カュ 目め 何笠 日四 も面白 ŋ 7 0 そ ふ気き なぞに 歌か舞ぶ 2 0 B 覺め は 0 L カン いいい 10 6 瀬世 る 日を送つて It 味味で、 な 住座の 4. 云い らすぐ H ~ 川陰 ٤ 郭克 3. 0 8 事是 た事も 0 は た藝者遊 と内證 をつれ は \$ やらな 奥さん た き な 0 何が方 家 吉吉岡窓 場がいます つま 90 なく を 6 5 0 7 ٤ 任し 自じ

ば

る

に、吉岡 考がんが と窩と女とこの三ツは る。 する奮闘努力と云ふが如き事に變形 として今日では富貴と快樂の ح 凡さ 分が 満足を感ず 活给 失败 0 へてゐるの 0 5 は は そ 活力は文明の 7 な、 者是 要等 互加 はま j をば殊更に 悲北極り 元党領 曲解で るに は 3 です 血<sup>B</sup> 戦戦時に を 奮闘 を流 0 な け 起き 6 力》 あ っなき人間 る る。云はい 發達に あ の勇気 単いし L なと 5 せてく 現代人の生命 あ 年を 思想 0 武 つれ社會組 なき 、或は性 た 士上 涵 れ 追究及び 取亡 op 處さ が た事を ŋ 先き 5 非な カン は 13 を 發揮 5 步 3 0 3 力。 自上的 知し んな風気 中心であ 京 事じ 然と TI る た機能 --(" 甲当 ٤ あ カン 結果 出ち れ (321)

人自分達の席 る 保名だ 拍子木が鳴な 駒代 5 れ 0 姐 ア當然だわ。 清えどの 0 を新過ぎ 弘 0 5 つて 、戻らら 太夫が 保なな 手を いよく 潮 な 叩查 そり 川湾 がら、 1 際を ٤ さんがついてゐるん Z p 駒代の 6 0 揃え -(" が 事 あ 7 る。 元か 踊 よ。 ŋ 3 が 始也 的が き幕が 8 る。

猛等 11

默

75

0)

肉に

を居

つて

舌っ

10

3

を

打

0

す

B

草莽の人間

か 色の

馬に

7

暖り

肉樂に對する

\$

者家の身寄の てゐる。 ٤. 反對に 洋服を着た一種の人間 花柳れ のは 0 亭主親方女中稲屋もしくは婆 先づ大抵平土間の 寄生ぬとも ふい 末の方に きセ ル

南集は から云ふ人達を見るため してゐると往交ふ人の中から花 獨立 Ŋ 原》下》 やか 出で

お前さんの 用さし 物は 何だだ

腎な費用を出し

てく 間ま

れる人が

な は

カン

0

た

0 そ

7

駒門代

は自然根模は

様

髪は鬘下地に

た尾花家 方を見返

弘等も

75

る

0

0

あ 力>

た。

此春の演

製會の折には

まだ

B

をし

3

of.

ない

時で

あ

ŋ

れに

肝光

。」と呼ば

Ti

カ\*

けら

れ

る

其を

何然に

番気乗りのする時分だ。 だなかくですよ。 おそ らず 五番目位言 早からず、見 でせら。

あら大變だわ。猶心配に 済者 13 0 ち 玄 わ。

んと 一駒代姐 ŋ ŋ が たちら。 る 同意 ľ 掛か もうその中参りませらよ。 爱 下 3 るツてさら云つて居り 地 0 3 製者が 御智 加几 駒代 さんがさが 0 姿がた を見み 加製さ

> 始まるといって行って行っているという けて \* す 一層烈し ゆ るり。 あらさら。先生そ むて 摺す し、同時に又何とも云へ 0 行く折から、 。」と云捨て れ と見え拍子木 TI ちがふ人達 なるが中に 腕代は氣まり 木の 1駒代は人込の廊 にも、 は男も女も振返 無些 音が聞えて廊下の 豪では番組の第二番目が にはなるだ。 である 又後 駒代の變下 ない得意ない (1) 惡 ほ いやう ٤ 心つて見な どうぞ な心特に 地を見 往来は な気を 74 行

大倉には ので、 んでく は猿廻し から古聞さんには 心光 ころご さらと意気込む な れ が非常に 0 て機處なくお染を 駒電 1t れ は今度は 見り るお を出す藝者 代はすつかり気が大く に評判 座がが をあ は萬事の費用を吉岡さんと、 やらにな つと云 行の相手に 々で新規に よくその 時はなか った。 Ł は 4 ds ٤, 為た た 出来た 80 op 0 師匠から勸 れ 5 ij 10 0 お易子で あっ の秋季 かつ の見なったれ 呼よ ٤ 33

> さは知れ、 で以前 いよ新橋切 なら やう から 後見に にと、 オレ な 誰気 た事 でも めつて断り 0 知 -0 t な 82 て あ す 思な ではすぐに駒代さんと出を 層の ぶい なき 明くま 好きを博す とどう な心持。こ 0) で、 第一流の名数になれ 駒代は では ぞ首尾よく 心能で心能 もうか 油 藝 やれ 會

駒代の急し 部屋と定め ある。 代はこの三日か さは、 る男衆や門弟に世話 兄さんの鏡臺で化 た處と 何先 廊边 远と見え、薄セ· Fà. 自分ながらな 代は 0) は さらに這入って づれ 0 の兄さんは今方樂屋口 の間、瀬川の兄さんの部 れてゐる二階 もと居る 田で ルの外套を脱ぎか 新をして、兄さんの使い とい 何と云つてい 人口は 電話 して賞ふ其の 0) で人を から 水 る 折には大抵動 宝らへ のを見て、 7 いそがして置い か分らぬ位で 心の中の嬉り 舞~ 要は 屋を借か 1:0 つてる 出世

お気の様さま。 今時日 はほ んとに 御疾影 と人前 御 心を 10 うて カン 式ふち 有资 らず 20 扶老 *†*-: ap 0 15 侧点 15 兄后 坐結

て藝の方にかけては専門の潮川一絲

舞ぶ

の呼吸を教へ、

演藝の當日

いには瀬川のいてる

とこの兩方から出し

て費

へること

0

ある。

そし

お前今來たの

だ

んなに

旦だ は 顕著

御知住か

0

111-6

解じ

0

32

ŋ

好い

15

進さ

んだ。 L

演星

崎豊

\$6

٤

、月夜な

内島

て、

6

0

そ

し

3

17

は

日四

0

出飞 6

ま

0

旅泉寝ね居ね

す

20

寢ね

れ 3

ね

ば、

82 れ

を な

恨き ŋ 流流

2

0) 0 7

寝ねそ

7 助存

た

わ

ね

何然に

6

, 勉強

からう

ね

何能に

見る面影 ば 對於 に引きた カン から なら して do 0 ば 3. カン 理り は 6 カン 主 心意 0 加, 约 で背 0 ŋ 85 颜 何か次に た 本既 世 の。中意 保名だ 又表 出 な 兎と な 9 日四 頭音い 0 角於 弘 -0 は 頃 然し朝千代に 質に腹 あ 菊 な 最具 思な 男を 何您 駒代は け る。 千 事じ わ 一番で新橋中 2 3 代 0 に有き ざく 0 處さ 駒代 太夫連 か どら 12 0 立た か一言位はほ \$5 唯只自 数だが 顧かり つて カン 取と 代 0 つ 代 駒門 評なるはん 建れて 成な 7 ゎ いはそ 0 K 情ない 代の 分次 数 6 歌き お る る をば 茶を 見たく なく 名な な は る 0 旦然な 11 れ 目的 之 暇がない 瀬川一絲 8 を な れ 70 てなけ で質なる を立派 んらだ 0) 3 れ 御物 る は 0 思な 前点 禮な 75 虚な 0 月し き れ が を 然是 年祭に 2. ろ

岡紫踊器はは て 7)× 理り ば は第千代 造りに L L カン た ŧ 7 薬は つ 40 越で ŋ ح L 0 た 厭: 0 岡藍 の手をげたいと思 菊き かな癖な は を をば 開き de de 思意 代本 1 5 心ふる心 Į. を 何笠 無也 拉急 時が ٤ v. S. は次第 0 去って 腹皆 内を だ 事に 伊 が立た カュ 也 六 なく 唯溜息を 駒 つて ね。 代に \$ 突と L 來て、 あ <

5

つ

Ł

8

が

ts

## 十 菊 尾を 花点

代がい

2

様ん

2

カン

尖片 5

お詩に

あ

る。

そ

れ

14

で、昨

夜ま

徐\* 所\* 見み 颜 め作祭 ٤ 音が が 0 えたた。 女 0 な 済う か年中朝早く 目め 町や 通 0 には 日本 内ない オレ 一質は 板 往常來 其名 新道 ば 興行 行 老级 三当か 同様何 たま 女 世 ŋ 想 わ る 起き 能 から 間次 は け ば 後片付け L op の向側 大震 0) 5 1. 四上 -(" さ 事是 入り 0 人 たり途 知し 毎日 5 を取と -つ 6 連立 0 0 あ 處さ 7 信品 步 4 そ 2 0 き ŋ 樂新道 カン て日め de F 6 用产 新ただ 5 往 He る IJ 箱は屋 金龙 度产 來す まで れ は 春通を初きるでは、一番古に近常では、一般の変化では、一般の変化では、一般の変化では、一般の変化では、一般の変化では、一般の変化では、一般の変化では、一般の変化では、一般の変化では、一般の変化では、一般の変化では、 信古三味を養者町 べく 千秋 た 新党 が 意味に るのが 祭きっ 0) دم 5 姿なた 00 15 あ

> 0 さら

地ち

方於

役を

游

ま

そ

れ は、

な

ŋ

直

に髪粉

15 オレ

當りた

有千 容は

化

昨夜大方歌

丸器

えて

昨ら何と日本点こ

カン

け

ま

0

た

午後に

HIC

た

" 6

今だ

兩等等

れ

力》

れ

と選

ま

た

0) 11 C

to, た

る。 ま

はたちまち

火心

0

S

いづ

\$ そ C

身马

河清が

0

y.

誰

と冷議に詮議を

とを式が約り

れ

7

に来き

た

菊

但怎 ٤ 0 cip は 龍きあ 毎をあっ 0) 仲間 を 魔 7

知し

3 t

ぬ始し 何德

人と

の事だっ

250

けて

來

82

0)

6

箱はた

0

お

定意 j

へ居

異い

人と

6

れ

+

坊にまず 、日本人

5 ぢ

が

go

花法 なけ

で家の

かい 15

鼻を たり 類 なる。 K 古だ 無也 あ Æ पंह 中意 女ない 之れを 知しの は れ から 0 抱妓な 、まだ わ 82 利, 集 有お H 用多 7 る 0 L 虚さ ごどろ b しも数者で か れ 7 ぎ ば 私し 此日 ŋ ٨ 腹之 に尼 型小 0 を 際は、 1t ば互に 11E5 花花家 7 È 5 る 10 水十吉が二階 から 如德 0 ŋ 流場。 The 階か 华统 程過 は悪質し る 整い そし ૃ 日四 カン TI

髮給 評別 支那なな を Ŧ な 代の 3 0 會記 そ 金克 口名 から歸 0 が ٤ 魚ま 通信 カン 11 V ٤ ŋ 6 ね 3-か 居る 験を ぢ Ts. つて 云 合あ カン 40 は に開き गाउँ は 來き 7 7= 7 動代に傳 30 た る た話 と丸話 酌した た朝き B 0) 0 (323)

が自分だ 聴す用き自じおるでから さら をば は K ま 分允 たが た 這<sup>は</sup> 此二 こく ルの上え か まづ 口名 酌品 然か 0 四分大髪 な から がく 入っ 話磨 斯過 斯から 知し L 口走つ 古間に へその 3 L 言い 15 誰然 磨 人是 值 ŋ F 4 9 カン 0 ٤ 人 打多 きる が てゐて 同等 たの 老 K 帶きと B なん b 0 する 出言 てどら 分党 り見定め 古きる 以為 分意 如い 15 時 から 通信 は 定门 る ざ N どう 初 既にこ だ。 水得 心障話 なら 振翁 ると T あ ŋ な だ 5. だって 80 酌は 7 す 0 つ 6 1t V 達の 自也 岡高 が は知し 力 は が ~ て ٤ る 分がに 六なケ ざ知し 耳なに 0 0 ある。 模様とを 0 (t る 事是 IJ 12 後後 分え 又是 8 事是 ぎ 後 そ 8 は 敷云 が 7 6 を 1) 勝いる た ず 何の 入い 出回 れ 6 ゐ る 細ご `` 甘雪 V ず、 水なな はた 7 5 知し 代 B は 面党 つ ح カン く見えて 毒ぎ ると向家 8 事是 9 + 極為 から ~ れ 明告 中签 0 分が真と at. 最終 7 ば 先等 ただっ 75 だ B 6 4 do だ カン 瞭 れ カン 2 思想 7 なく、 たば る あ 此 7 14 っ け ち 5 は無邪氣な 此っ思なっつ 自し 座さ 質とし -吉二二 た 後 ほ れ 0 0 が 然に不能 即ち 常付が 一語 し、 振かい L 力 0) もら -5-0) か 不多 江地様な子が さき 人と 事を 3 ij 4 の事 意心 天 を 7 0

> 0 -0 7 75 4. ま 力》 b た 駒電 3 古書 代 に勤告 周上 岡系 園か 4J に割た L 顿 7 花柳 は L 7 一倍烈しく は を 位: 以為 深京 情がな 大に < 怒し 恥节 自也 帰じまし 任 を

今けもかかって 解かりがない 今後はたた。 避けた認合を が表現 なない。 で度はゆ ひは高流表をひと 誰だで 音に場内 置浮瑠璃 避さ ŋ が 撃を 0 つる 無器 薬だで 7 の力夫 身は 落物 -0 ず ま 淚然 視し 0 Ca 进 をかたり を 10 わ 12 ざ ち カン ~ 南发 4 線人 は 0) おき 阿索 が 7 あ ٤ 75 1.1 げ 気を引き締 類はは は 何事 居ら 前為 か カン 15 L カン 立を見る 終金 さに に現れて K の浮環時 L 5 3. 齊にな なお草を 手を 駒い 8 たが 九 7 オレ 始也 で叩くもであるます ょ L 知し 化 る cop わ た Ħ 75 せく 虚るで、 め ざと Ŋ 6 0) 0 め た。 初めて 七素神 云い 來る 水马 7 J. た 82 (1) かかれる 7 起 ・ 考へまい 見み 心上之 0 ٤ 4 助代 6 0 調片片窓 事是 t, 主 わ だ気気 0 0 よく を 方は が 何产 数元 0 から る。 から どう 拾っつ と廣然 11:00 ~ of the あ 始せも 注がが 今は日本 姿を B 此 0 保工 C 83 方ち た。 N. B 2 い天月へ < < れ 0 る ٤ 明からか 相談 思めつ ŋ き F だ だ 8 れ 一 鼓での 皮をできる ま 太太大 吉然 ٤ 出た時書 ッ でい 3 た。 け 餘室狂名 を かい K 丰 ، ژب 7 7

ワ

K

0

0

0

cop

15

儿

え

時に 立たっ け 代の ぎ 科 0 て小磨 振を ŋ 5 1113 り鶉棧動高土 保名な な女 見る 师 見改 さらと 計 る は が 本党 80 \$ な のまで 7 細… オレ 上間平台とか知ら 思想 25 本 る。 へつ 水かか *†*= S 折守 者や 間意 見兌 1:1 真 カン カュ 7 壁に ŋ 4分言 ら、 岡东 ら L. が大き は一所に 4. 後かた 信や 眼 15 へをさ に割る 0 L 邊分 4, 3. が が 0) 0 戸を打ちるいま 原於 をば カン 拉车 カン 1

菊では チャナ 戸と口での販売 來<sup>\*</sup> た 連なり 「どう It 牛 を の厚化料を 0) 0 人を受け 162 は尾花家 行わか ŋ カン is 音響に おそく は 首を印 る 今h 日本 ま た 何您 る 羽<sup>性</sup> 厚化粧 となく ٠;٠ ح 6 0) 金銭 なり で、 0) が 後になっています。 という になっています きゃったい がた 菊き 板岩 た第千 高島田 華魁 心気なく ま 化で 押部 L って。 を 10 人い 15 4}-あ 初江 0 4. る れ 旗陰 氣き 検問 模的 迈杰 20 不少 あり から 様 -) た 0 ば L 様う -}--[-] 衣裳 傀分 る 4 Ł 備管 人员 場場の 間祭 口食 2 0 مائه は 熱なり 眼的 ٤ 思認 7 0 0)

代はりなかれば、 競争の また 煙泉の 代 L か 阿索 が 清清 0 は 氣き 味から 15 保名な 云か 2 たなり 駒代 を i 0) 事是出产 演奏 た ٤ す 會 から 0) なっ 5 1= 少だ 7 T つ 兎と 居る 科动 角管 同意 る 7 0 L 46% も、立方 家子 かい IT 1= 思蒙 -T-+ C 12

の間へと立つ しげと菊千代の さては 十古は早くも推察して二度び 身請 0 顔を見直しながら人の 噂は滿更の の虚言でも つくり、 る な ない 5 L 0 げ

「科学語」で報子代は東語でらく一前さがりのまたらしなく、両も大手を振つて二階へ上つてなると、みんなはそれん、一お座敷への支を最中、東ると、みんなはそれん、一お座敷への支を最中、東古代はいかにも疲れたやうに二階の真中へ足をお出してよりながら、類言のやうに、またまり、これを取りながら、類言のやうに、またまり、これをお出してよりながら、数言のやうに、またましてよりである。

「姓きん、おり出度いんですつてね。」と半玉が 「え」、おかげ様で。」と誰に云ふのやら分らぬ という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 という。 といる。 という。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 とい。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 とい。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 

ねえ。引く が 傍さ のも カン 33 前表 のも きん 默つてはゐら れ ほ 2 とうに 为 自じ 前 まア カュ れ なく t 力。 9 な た

りなのよ。」

面白い事はないからね。」と駒代も言ひ添べた。いるとなったとれがいゝよ。勝手づとめで出てゐる位

がら唯だ笑つてゐるので今度は駒代が、 ながら、 「菊ち それぢや欠アさん 菊千代はうゝ de K 0さんぢ むと れ は::: 100 はなったの 0 - 3 事是 やらに首を振 花湖 山 报為 指数 を見み n 15. 4

「だつて氣まりがわるいからさ。ほゝゝゝほ。」を新千代はやはり笑ってゐる。なたつていゝぢやないか。」をなったつていゝぢやないか。」

は老者大小二十 者は老者大小二十 をいるなりではない。 さている。 き箱が屋 数目は いづれ が此度の 立てられて、駒代はそれなり 随分籍屋さんだから今にすぐ との評判。 田先の茶屋からそろく だって、みんなの知ってる人なんですもの どうも、御尋常でいら 空は につ這入る 演奏會に物費を惜しまず保名を出した 駒まち からず さて宴會 やん結構だつたね大したもんだ を れ、更にお 一人ばかり、 と、居合す徳者衆 駒代が藝者の控所とも はかり、餘興に駒代は浦智は十五六人のお客に藝 程なく後か つし からさ。 御に お客がたつ 20 催促の 出て 知し いま ほ 電話に急き B す から 力。 7 た。 4 同等 の所望 7 から、 À. さす 5 ね。 ほ。

茶屋は濱崎、客は吉岡である。吉岡は鳥渡敷へ廻つた。

そが 造や やる 他然 りに なるとや 力》 L 5 が でお立答 よ 聞き 順渡た のだから 6 と云 た話だが、 L 私もも つって、 て其夜は近頃會社が非常に 何信 駒代が 酒等も お前き か祝ふからお前も 深刻 0 解とい 家 、は存まず一 0 菊で る 化が を 時にに 無力理り FIE 前三

い事を言つて 間菊千代を身清した旦那が誰あらう自分のなどでもよる時になる たの 那の吉岡さん つけの した。 K 菊尾花と云ふ分看板を出し ば 以前と 然がし 力》 であった。 \$ ŋ 南千代は 同じ髪結さんへ來て時折駒代に逢へば別 駒代は 0 なくなり、快く菊千代へ 變つた様子もなく相變らず取り 手前もよく此れで演藝會 7 んであら あるので、 鬼に になっ 板新道に頃合の空家を見つけ うとは 古岡さんが見えたの 駒代は其後しばらく 全く気がつかずにね そして今まで 祝物もすま 留言 の夜よ 0 -且先

した砂に 方なく、散敷く落葉は砂塵にまじつて は初芽し 関に人足率きつけた菊の花も 椀にも情気なく たなつ 一ツ小油 利 場をば球投の學生と共に駅 議會が めぢの 門の陽氣は 薫も早や尊からず松草は 煮込まれ、一ト 開けて いつか過ぎた。 新橋の茶屋 しきり、日 つの 間にやらい 花りの 々々には 舊の廣々

ば らばまれる て一里 弘 別言 惜节 L い用箪笥 をよ て 0 15 0 先づ 潮世 ま て 代 川諄 43-此の三日間歌 0 だ は は皆の出てい 終度り 40 な 拂替 一絲の は湯に 抽斗 っと 一先づ んだ、 は 急急に 火帳面を 0 12 B 門弟連 が師の師匠と 0 B 何能 0 收卷 事でメ高六百何十 凡さて 0 大道は 歌舞伎座の めて カン 眺察 又 は K つた後 が思いた めてぼ つけ落 は 待合の 具 の謝む と清元連中 の幕門 議 替 を んや 0 李紫 出 たや 資質的 決問 なぞに な K 力 L ŋ なつ 4 H 5 0 7 圓別 p 煙作 心的 への た K と云ふも に拂つた 或意 首 5 7 を一 包金か \$6 K る を は 0 用だ カン 調品 る 前き お 3 服ぎ 6 參

品がまで さん 何か が 李 を 30 Ŧ 買加 むで カン 北 世 な B 電ん 話。此二 n 奎 から鳥渡 力》 け 女中 K お禮な 風月堂 かたべ 帳面を 0 商品 7

**あなが** 瀬 K 13 川能 昨天 つて お寄り 2 0 物為 け は ゆ 々夜海藝會 無な 濟力 T L IJ つ 疵 然か ま 1= む < L. B カュ 0 カン な ŋ た 7 そ 0 F る 出。 と、られよ 其の 足を 0 ま ~ 逢あ 0 82 き 代 初出 中差 は 事を 7 は 吉岡 0 10 K 瀬世 急いま 古阿 時等 0 川能 晚货 が カン との気がほかんとの気が、何か ٤ る 0 きん 3 4 出。 なけ やら 來 から B れ 75 ろ夕化 處を 御二 -(1 な つ そ 知し カ2 也 0

自せ らば

分流

出だ K

駒代

は

海湾崎

76

ŋ

給け

局

6 が 節か

カン

大沈 6 張けい 日かの日めお め 0 5 取と 今け を無む あ 電ん 0 んる。 答情演 て変を 話わ 0 0 無理に振つ 晩は突然思ひも まで W 76 B 容等 7 を カン 心なる 事を て賞 H なら ずに 1 骨董屋 7 胜三 直往 30 0 L る 0) す B て すべ 嬉和 ま 春弘 逃げる 0 ~ 0 カン L 旦那で全つぶ き た始ま K け 8 處さ < な 0 0 0 社 當時に 人に呼ば K 杉等 濱崎はまざま K そ 骨がが 二合 島星 15 0 類 つてゐた さんと れ 日的 折卷 15 は に口説く 昨夜三 れた為た矢や は對対方 とらと 手で 云い 0

たら 様子も 3. 御利益を念じ 途中で 節つて おいいい 海崎時 0 駒代は 通信り L なく、 4 ŋ 0 後一幕見て 女將は 來すて 買か 江龙 なつ 0 ま た 江龙 アく 田 金克 用館の さん た。 田浩 共そ さん 全是 獨空 夜古 ば ょ は を二ツ かつ ŋ そ 10 < 上えに 岡 0 れ 何常 何能 たと お カン 3 カン 安置 カン 供差 歸於 5 の転に胸 へて一 急急な ŋ 話法 は **\$6** L 15 前き 別 L たお稲荷様 御二 15 な 3 な 心にその を撫で撫 用き す 0 たと 易 があ つて 0 知っ た神 先等

ず、

今起

き 4

たと

云心

11

ぬば <

だら

¥, 0)

ない着

物湯

3

82

6

L

禁門海黑

みた

电

向きに

0

治やら、

足袋にはな

は赤宝

0 カン

7

る

\$

流石人

0

ム十古

B 0 IJ

たも

だ、

图主

紅紫 夜は無 0 やらに弱 K 7 カン 來な 事也 そ 0 40 る 時で翌年 干 座首 ٤ 代 敷 分がま は泊込み 云ふ 15 15 行" で tz 0 0 で、 ま だどこ ٤ 歸於 8 統 屋 見み 告於 えて姿を見 ----が カン 來意 たが 5 そろそ 200 定差 为 居品 は

> 粉ところ 手で投資呆整柄だけ、れ てし 身清清 様ち 他然 座でじ 12 萬 案がない から 0 6 敷き カュ が 切等 から る な B 主 i. カン けて 0 話は よくま ٤ ま W 0 驚き と愚疑 た非経 斑だら た 不少 來 郭克 7 7 6. などら 新せたな 根なな 大丸智 手で カン つ 6 まだ落ちず ず はげ 3 7 前き さ 唯菊 伊山り 尤りと 반 を 弘 あ 落ち る處へ 香水家 な 別づ あ ¥, あ ŋ 保出人 ち がら、徹常 干艺 逃亡さ れ II れ る ۲ は 油が 放览 代の 位於 15 す ば 11 れま L から どら 何先 ある ば \$0 な な 自也 だら ろ そ 力 は日 山陰默 Ŋ か、 X 4 れ Ł ŋ カコ -0 思想は 断ら と心に 度なくす ٤ なり 日頃厚化, れ カン 京電都 菊き 放馬 為 如於 から 湯は ME to 心風説 3 菊 ず 代は んの十二 け まで行つ 干力 にお 粧き 加沙漠 代は も這入 真かか HIM き れば仕 を 根如 いて ts 70

年ななる あ 力。 つくん 「姐さん、少 感じ ŋ b 化 気け 11 还 產 K 82 6 ま 人ば れて L なけ 1 かっ 小 れ 1) 何点 Con III ば -0 p 到 底 出 成人前 13 得なく 82 4. 始 藝者 11 た様子、 X. 用炸 や失味 此ら 3 方は一 れな H) 13.1 6

L \$6 話院 L. た 4. 46 があるんですよ。」

れそる

門是

口至

立戻る途端、

使かか

智尔

物語 な

カュ

--

四

が

7

間ま 屋中

30

なく

火が

時也

分范

駒記

代は

は記言

٤

を

んで

出て行った

代は

鬼に角様子を窺ふにしくは

さ

K

さら

つたが、

一分程

3

うると

かま ٤

た

思な

L

たら

何色 5

仕し

舞

つって 立た

休む

力。

その

た

6

あ

が

駒代は

心持が悪

40

容は

はどう

世海場主 座敷

絲し

かい

月

15 水 こる なの

なつた

\$6

が

対告

is

\$0

だと

入い れ 上市 色は 主 げ is 企計 がほ で くって Zil. 电 な 0 6 は居る な V 73 Ł カン カン 借念 0

願語

Che. 7K2

Fit

Fife

6

5

だか

さうなの

を抜けて 行的 柄と思 73 ね た家を見て自前 かけて助代をか るら B ( なか も道に落ちた金 が ح 3 行。 向から 3 0 チ きら の海線 門口に止つて 駒華 ラと見えた横額 色岩 0 ば い様子、海切り 上んなさ たと思付さ 行 助主を振切 10 代は振返つてけむ間 らから 斯· す は は見覺えが 挺ち 海泉が主 歸次 かい 時が 叩りに寄ら から 代は出入の小問物屋 け 幌車 でも きっ た。冬の日は な は 主には又とないお 幌の よと 園らず電燈に菊尾 よしと つて ŋ 門口が 潮世 十二月の摩を あら た 川源 云なふ 200 カコ まさしく古 カン 川能 4 すれ から から摩をかけた。 3 と云か 0 ば と血 こそり 0 つ d, ち B 降物 短さか 振切り カン いまだ を、 なく、 がひに その 服装に L ŋ 色岩 玉仙艺 る 岡語 しきく W ながらまだ 0) 花と 融高 洋電視 儘也 ٤ 当たげ 12 さんらし 車がは なる 乗か 幌碧 と思想 度も専 疑さ 板新道 ひ向望 主 ねてる る 0 CABO 時節 ~ 45 間 カン は菊き 買恕內容 カン 7 ズ 7 出。 ぎ 夜は自分で ばまた更になっ たが、對月と云へ 上京 持れに 多 丁度箱屋の

頃さぞ馬鹿な奴だ」 門口を通つたついで 門口を通ったついで らうと思ふ 0 Ŧî. りはなってんだっても 。 かければ 小学は え」。 それぢや え あ え \$6 を 0 の方姐さん 客樣 女中ら 7 幸なは 7 0 馬鹿な奴だとい が今日まで 家一歸 U, た駒代 と、質に 三間先 ・又來るわ。 な 香 呼ららめ 0 4. 4. 1 小原格子 つたが 0 0 耳なに 6 旦那ななな のよっ」とはい 0 もう 腹き摩をか 知ら 河东 何とも 屋や 如為 あ よく ね 0 さんによろしく・・・・。」 戸と まり 7 易 ば 店登 が へて笑って 間えた。 先 カン ح 云ひ様 5 け 金岩 事をに ŋ た。 40 ら 明<sup>s</sup> 0 摩 酒言 沢なった 内包 8 げけ しゐるだ HI TO では 1 合が 今は į TI

いからうえ ない心気 と思い 知し 7 出。 氣色 中 顔が見たく 後という 後って 話っを 0 0 15 3-つて話法 らんに んに よ。 花装助店 一・まア 口拿 野行元へ 駒代は V 助 ない忠 對月さん ねる 0) カン 花塔 だから 7 やらに云つて 11 中には歸 腹黑 し 話作 け 駒量 來る でよ。」とその儘切 人たよ の中語 何您 た 7 わて ち L を しさ心部さ ٤ なったの さう云 よ。 對月さんは一寸額 4 ø 呼出 7 いなる際も た が煮えくり が 事 カン 15 のんでよ 0 身質を 如って來る-後 が V L の思い お定さんに 出。 お前さん、今どこにゐるんだ 電影 た。 來言 6 だけれいだけれい 0 施 あ 事。 て: なく 駒記 返 は宜春さん 私花 わ つ 代は 6 だ よ。鳥渡兄さんに とも 易 駈か 唯無際に兄 カン カン 如於 ね 一般めて を出た it 瀬世 5 ま 川龍 È 私是 オレ ま V. から け から して ひさう

明治

カン

明" 信意

0

300

カン

办

茶曲

### + 1/12 夜上 時山

稿はい 製 巻いうかなす 0 來〈 3 も植気 0 力》 げ は

よくつて、

さ無念 さんの

ら古岡さい 憚られる 外號を設定を \$ た事を な 7/2 \* 散する と思想 に、從と 髯なっ かと急に IT.J カン 後電駒電 青葱 面言 8 5 0 ば 代 Ø 3 新 增 4. 奶 出汽 0 た 0 帶被 聞光 旗は れ 現意徹陰 兄さん る。 作生玉の 愁 を 事是 7 た 0 0 す は 15 重 古鉛筆 間な春な 紙し摩え 情が な 20 0 氣意 ŋ 振音 き 0 0 商品 れ 加台 其そ た ま 切言 時じ 座さ 面党 华的 銀色 役を 76 返か 引逐 を 0 か は 出や 分が 敷き 支し 突然然 0 0 0 廻清 \$ を 何能 中等 る 5 翌でいた。 手で度で 通に 新 販売に 人是 何色 7 のの日で丸ま 節が が L 3 K 15 5 カン 橋 HITE 處 宴食も 呼ぶて 金切り なら な 0 ٤ 0 転っちゃっ 胸なかん 割的 思言 聞き る 本に 0 代 ば 0 歩ぬ 2 付品 L は は 田梨 演奏合が 柳の 0 だけ T を 3 3 た を 2 遊る 礼 な な 見はる 内名 被 取肯 毎によ 保ほの 書か ば を 3. 知し 6 0 3 で 75 体験會形のである。 相が急ば 薬は き 叫-青 郭 10 が 85 11 る IJ 0 先を 括 7 撲 黄 ٤ は 者品 L 0 L な どう 社会~ 古艺 すんで 様き 際なっ 何先 む。 變な 及非 は る。 7 6 0 رجه 7 cop Ta が 7 F な 0 あ 苦く 3 5 な ぢ 宴をするが 古情が翌日 度と見み な樂隊 て赤熱 73 は B 抵心 75 3 る。 15 から 沙さ共の から ٤ す んが もる。 まし 主 6. 并中 \$ 總倉 む 一方 ま 37 " 移 だ 其毛 目め 为 夜よ 者是 旗はだ あ 2> カン 私

> ららい 市山重藏 振り末まで付けるには た古む 行に ょ ٤ ず 3 な L 0 花装町かな骨の 勤た 月ぢ 8 < 間次 V げ た 0 園だんざう 岡家 到 ょ そ た な Op ほ 駒は 日的 駒代 董ら -6 0 商電 0 应 カン 0 0 カン 0 E 手で十ちが 商品,花园 な H 7 辛 0 抱 前年止 を 節な 菊き 0 は Ŋ 0 目的 名な 0) 今ま B 瀬せ が 初地 す 千 7 ij け フドュ 事是 付いる 15 凄! 戸と 川麓 はぐ 無也 do 0 to カン 重変な 転転 此度 を を得ずに遊 理り 何是 4 Z い当 6 力 W 旅なが立た んない 0 L 15 カン は つと 遊話 帳が 心心かか 度と 政旨 B K 7 仙世 持。 役者 目が往れ 何能 押 かさまや B 潮で オレ た 枯雪 あ ŋ 來 門堂等 生き ま 摩る る 知し 0 る れ 計ま 思為 た彼か 度と -Ł 0 を ま 3 7 だ る人気を 目の 打多 た 返か B カュ 7 け 82 0 6. 事 主にかの海 ٤ とな 事是 駒量 -3-抢 なく is 力 郎皇 位を変き手で 男女 とて、 海岛 眼等 俄世 思語 6 代 て な of. 忘 外您 女 れ から 0 は は は 10 大きるで 出でま 相京 嚴され ば 主 れ 事を 2 座 心湯 B 來き 熱が、 其るだ 旅祭 がな 7 15 ٤ 0 る 7 何然 な K 2 立た

> > 競すが 明のも 辛るさ 先拿 が あ 老 身み喉とも れ カン " 收 元きら 73 0 厭にば (1) を 呼流 港南 過十一分 3 ま 水よ 13 間等 (" 度 知るい 集 が大抵 き ٤ 仕し L れ L 8 方 ば、 Ŧ. 7 3 ŋ 30 人に 引答 獨门 潮 春で 75 0 15 0 る 3 6 移 П 容息 主 吏 借 た家業 001 3 贈を事を頼ち L 3 11 干 0 む 災な 始し何答 百 7 末きる 世 倍低 をの 報告 身外 被加 批 Zit= 頭魚 励る B IF L 我为 i 10 の打る 4. 容制明 礼 1: はだ n ٤ が 17 一点け 6. 人员的 仕上 わ

慣がに 而白さ 海る自まためるく た 埗 處を屋で 7 K B 出で と 不5 Ŋ 走 るる は 色は 7 來 立等 110 萬げ < 0 主 2 女に 60 14 事也 山ら待す 日かい 問う ap ぢ 6. 82 て 東京 見るじ が 黑多 茶なな な つと 6 B 不会から 喜る し深た 面岩 な 6 3 5 る た ね ¥, 女をなな げ 郭克 \$ 0 82 33 ば ~ な 1) 4, H. G 女がと H 通過 虚さ 75 氣意 12 を す なく オレ 藝艺 樣主 無也 L L た な な が 女がなか 女をなな す 來《 を見み 理り 者品 0 云い 事を 6 6. 來た。 承さで 部に厄を 家 P を 0 ま る 時等然が 知るあ 齒(t ŋ 游車 は 82 弘 る 4 を喰い 机等介於 手で U 承との Ł あり る 20 横さ 込こ から 云 多た 3 から な L 6 知古 位はな 海岛 應ぎ 一年遊 潮で 縛是 す 6 あ 海等 do 0) ば 15 門为 ŋ 也 る。 物息に る 1:5 4. 何ど び は 主学 な 0 رمه た 時等 寸 -111-12 15 0 カジ 立持 -( 5 IJ 0 か自じ主場の TI る 話わ 役かつ 別ご 寄よ け 0 11/4 で、 にをなな た智は をし 0 から な is 0 面背面 4

集き來、坊覧めれ主

必がながっています 泰然自

を Vic

中心

類陰 t 及是

賣う

オレ

藝げ、

大震

勢いない

V

Z

思切り

た仕し

打度本

W

だ of the

0

0 度と

が 11

若は

つも

7

2 あ

る る

カン

ŋ

れ

何程 代

0

7

76

6

せ

ま

容言

E

は

5

ح

そ

は

0

7

駒代 的

評判を

な

け

ば

な

82

ديم

5

K

は

屋

0

で

土とこ地をぞ 土と

殊三 ば は

15

荷を

合かい

折貨

15

は れ

4.

do 0

7

新

きき 駒代

新た派はたので 物語た 知当一 7 K \$ 3 其を 黑 形式或 生艺 1 江之 己十一 ざる 想さなな L 場物 月Z 根如 中草 れ む 時等 V 裏り 岸 0 時を時じ を 0 3 あ ts K 南东程题 0 際いに 10 すを執と 代言 俊告 著で表 ま 新人新人 12 0 知し L る 力》 集言 か 其系 0 対がたいでは、おいればない。 は近然 の第年書の類が、東京は西鶴、東京書 成な 俗で n の家 事を U. た 0 は 財芸 子儿 名な 、丁寧沈 着 丁ない。産業をつ から 物為曲 7 0 然か る た 0 を 殊に 飽まで 土芒 網が たたたので L 0 を 知し 熱いないます 上蔵き 機 南與 社長 道等 を講ず 0 調さ 6 氣きな 以い < て長額 + る れ 5 來南集 户的<sup>件</sup> なく、 から 4 不多 は 五歳で、幸 7 時等 く、又透谷 11 た 作者た 紅葉眉 0 K 倒的 主はる 0 來きた 何も あ 等ら 筆な た。 ٤ ŋ 6 唯たため 0 前类 は操う 既を福を 或克特 K あ 5 山荒 る 期き 父ない 0 事を あ 家気が 來 獨と な 15 15 0 3. 般學 傳流來 なき後の最初を表 0 なく \$ る 洞で の早か骨孤 製作を 等ら 0 は Đ 流石 和か代だく の風俗と共変を発言された。 変撃の治された。 を変撃の治された。 然し時勢は 一視友社 0 感動 7 京傳 O Kin 彼乳 不行性田だ 石 漢か 苦く牧きれ 田だ蝶ない 處.5 に憤然 時也 東で はま -住す 0 3 る 知し 心是 は 0 2 女を初き 勢 を得る 幾次年記 下げ 三馬 書籍 其を小賞 2 な 弘 た。 5 0 js が 古言 L 7 説さ 0 0 75 15 3 L 力》

關う小生養を幼 係が設き時じいを ま 幼 0 0 0 悦を 上京 造の音ではままで 丁度晩年 ば 唯於 そ す 續に 0 新 責任 代におった 聞える 物系 考かり をす 執上 ٤ 筆 書上 ま 車は避ら種な 15 世界のなした できない 7 とに だ 生品 をち け 對於 0 す 事と を 15 從京 do 假 き 5 7 0 け E 0 は

監治時をは 唯設 時は中また本 じた 梅花 た縁をがに 追放をは 來る 古宮は、 0 かくて今、 力 笑ふ \$ れ は カン たこ を 前さ 何た物 た 76 度容 0 ٤ 朓东 つけ、南流 とは。出では 開路 器 先芝 徳だに 自じの 0 又き 思想 0 8 け 分流 ~ 調言 不分 地かか -1-E て気を換 4 ~ 7 度と詩し あ 0 ば、 南第 な 0 大ださ 0 カン 庇德國是人 大汽车农 そ 果言 興 0 程度 換动 ŋ 15 風きに にさす仲秋の月を日には天明の昔、管はわが家の既に 虚いで、艦いで配に 虚いでいる。 類為 ま \$6 たと 0 ~ 0 程前 7 上 すと云 处产 10 は 根岸 身に 動きか 2 10 折令 に保存する な 7 V. 61 たれ 直流 つに 如小秋 神は 取亡 土里 ば 3. L 何少 形なり見 V 物為 0 して 庭旨や なべ 雨漏土 程學 K たなった。 を表がなる。 を表がなる。 7 無色 印言 5 0) -6 して を見る TI 根岸 ٤ 其 根如 0 あ 祖是 智生 父5 李 月为 父が 0 る た B 物与 0 木門 他た 此三 ぎ 方は 全さん を 古家公 蔵さ 他の修繕だりまない。 倾 池没の喰つ 放法 近党 -ガニ 南ない 草号 ·長奈 3 75 7 1/19% 4 古書 社 が下するま 女をなる

\$

人となった。 る。 坦等 を カン 隣を越で < 屋や رع を持ちない 0 心なき き 愛情 0 庭版 にき を 0) 切會 とおうた まで 情等 n 1 折ら 獨とな 1) して る 7 家 な る 恐续 な れ -C 7

主法

識・庭園庭園南笠 月・にを乗り

0

か化はす

け ٤ 0

た

0 朝穆 譯辞 股も 0 夕眺 主人 引 は 雕築 ts き は 京や 倉らに は 40 5 加多 L 7 寸 南外 は 蓝宝 小流流 庭心 水ま 果る 机で 中等 は 0 却是 0 05 潛學 01 頰は 草さ 3 む 材えに 木 T 夏きら B 力> 初老 L 0 10 仕 草で 夕思引擎り f 3 唯ないま 0 を 薬は は 年亡知し 池分 0 策なれ る を る 3 0 越えて 根な K 風堂 7 水学 よぐ 岸 は 雨声流 を 月子 ば 0 な B の関な響い 日中 何先書品

牛克克 0 真真 根ねの 立かりながったっ 庭にば 分け op 花装 茶さ 域 15 樹湯 天江 11 極った 風なに 有作 事程 を 南天藝 0 草系 個は 0 0 の珠色の 筋柱 日中 を 0 カン 8 製具 た 盡 石で質 百 盛り 種な 凋岁 7 轉言 ż 松 は 世 質 B 蒔 をし ば 8 0 冬亩 ば 0) る 夜 熟し 留さ 子记 職る 絲 ば す あ 開落 · 籠 寒沙早は 庭が好る 連挙 0 む 1,1 カット 花紫 肥品和 樂 け 實等 4 53/3 料に 冬至 0 7 間家 葉は む 迎 彼な書 人是 मेंग है は 初 忽车 B 鼻は 書是 ちま る 露り なく 8 0 来鶏頭 じ蟲むし 7 を 0 柳茫 新诗 غ 早場 破影 是はな いそ 蔽智 一段なが、水質 記者の 日号 15 ĿŽ 2. 1 数さ 0 红 17 花は合む地を歌む 一水仙福春は今夜 カコ ŋ と見か わ 菊管 歌む は 0 け る き ŋ 0 カュ K 0 7 年亡 れ 服を 秋季 大きの げ 落ま葉は毎日 \$

線をに 瓜まと さ 先等日の 地ちへ 年を俗をした。かなる。 な 0 下が境がしるかし ま あ 0 0 かっ 長恋 奥芝 た た K 垣ねれ 建仁寺 0 が 六 尾。振 た 際意 見み明さ 變性 + 暗 垣が一世での らが行 ŋ 共 行くがある 問衷 0 わ 破まる。 村なるの 0 を 泉世 世よ頃言 る 日的見み < 水表 伐青庭語の 0 れ 60 中京 -Ci を カン 除紀に ts 池台 ば ŋ く訪され 6 あ 2 な 0 0 とっこ 隣に 水 0 かい 際言 鉄。來 4 庭证 南先言 15 0.) 0 のからいまれば 儿子 母屋 は カン 馴な は 一面や鳥が降ったの 風雪

子・此なが 元吉原 池沿越口 は 0 をさ 0 晚久 有ない 南先き 供養 -ま した だ 御二 あ 7 妓ぎ 納る 母母 古言 ぞん 折台 垣か る は れ 15 間ま 新人の 樓る カコ 家 7 4 出で 前きふ 見み だ松き のよく 聞き 0 初息 0 養生 事じ年を寄 南等 寮きで 住す き す 80 易 あないる 知し 6 N 0 7 の会は 枝紫振 L 引管 0 0 0 我說 を 7 15 は 7 0 2 なひさ 奪品 歩ゆ 人 抱沒精芯 母智 何然  $Z_{\mu}$ る は 人になどできると 返かは 2 カュ 通言 達 事を 3 來き 代だほ 3 とて、 作が L れ TI れ 0 t を 隣点の 話や 7 7 常った 本だ 0 降り 前走 悲爱 から 72 72 F 何彦 繪多 た る 力》 n 時也 0 `` B 家包 力》 な 4. 败如 分克 見る柴しる折台 现货 を 北 氣言 を 0 0 事是年 聞き 白し 折令 7 が 15 ば 南東 通信門教 大程 3 10 あ 1, る を 娘は 等 傳えに は ば き た 込み

道等然差は

智な者とか

7

\$ し

な ま

此上

ま

刻云

を

ば

なく 0

山人

す ょ

酸素

0

0

た

カン

19:0

父さ

は

頃夏自

造

0

ح

13

7

際いう

樂をに

す 10

る

10

ŋ

其言

名な

施克

3

0 V

次し齋言

朝詩

又表

3 ts

賦ぶ

3

な

なっ

批

第だ 61 طه 2 を 1)

野門

0

細り

1:1 書

交

す

0

年亡

ま

去 歳さ

変えるいとす

4 讀

0

異に秋り

久

俳芸

諧い

0

K

12

が、狂きに家が歌が過ぎ 代信が 核影 0 古二 5 T E. 0 6 T た を を 祭え 水浸ば -> 0 \$ 3 ts から 0 犭Eま N. 0 0 師儿 義主 を あ る。 昔かか 流系來書 浦る 杉 ば 祖さ OL 埋りれ T 甲克 0 L 人に風きと 父与 南东 世よ 证证法 た づ ま de de 池沿 一個なる 祭は際い だ B だ 東る 7 0 共平 頃言 曾る 風ぎを 將品 ま は TS ほ 0 加兰 來言 酸や Ł 2 た カン る 云 底色 名 父。 泉湖 人にんじょう 同窓 文紫 を U 7 0 き を 10 天然草の 既さに 捨す 见为 は 秋ら から 知し のな情 111-2 が 器い る B 終発を変え 焼き 雑る から 鸦 器 を れ も 0 新九世中少艺 0 B 木さ 力》 を 狗往 ば南先 業は な 0 ほ 12 併控 游 総約 4/15 を L \$ 産え C 狱 珊ざ 四芒 ば た は 主 な 佐まれて 作意義 班的 夜二 幾い 7 4. 洋穹 \$ 日で然差法景いり だ 0 K 見多株然 らは 0 寺 地 事 秀庵を 間点 見るる 7 き L ti. 015 はだ 松马 遇《思想 れ 綴言な 踏い

夜でも なつ

ささら

いふ氣の

する氣道は

中美

番陰氣な哀ッぼ

清美元 出

カン

長明なら

如い

如何に痕

まだ見な

0

, 0

3

カ

B 0

知し 時等

関八節。

どう

して

あ

の察で死

んだ遊女の

0 カン

カコ

0

5

E

心中物のみ語つて聞

は 池沿 月日日 0 松き を が 取货 拂 L 7 オレ る 4 主 6 あ 力。 3 心之 惱葉

深い菌八の一 近處に三味線 りの のみ思込んで 戸を 南東は、 の音の 0 明け 南集が あっつ きれを始末 つ 分け 6 E 収さ 7 0 6. 聞えるらし くる途端、つ 段島部 見て 女の 不審に思ったのは三味線 ŋ 枯れた の音は元より 服 る。 ちら たという 更に驚い 整で園八節ら する L 山ま 撃曲の 嗜いきょく たしなみ 83 ば 0 折剪 た書物を片ざ سمد もう寝ようかと銀のべの 寮に灯影が らく そこから時雨そぼ降 カン 7 カン のに、更にご でで聞き な た。 は音どを 珍しいと云ふ 今まで ッ ある南巢は丸窓 雨意 L いた事のない三 ٤ のからさ づけ が見え、 とも に耳を聳てた 聞か 音を 空家だと 1 机で 0 を語っ 曲が 中 に何心る 一であ 哀弦 7 0 ま 夜点 0

襖ぎ を人知れる 亡鰻が浮ば お干ち あ 明け なた。 代。 J's る妻の聲に南集は 成程怪 訴 お茶が れ 82 ま は 人に今省時雨 B 45 0) りま とし 振音 L カン 思想 つ っと静に書き 0 夜よ れな 突如 婆の恨 15 際に 0

何です

いよく ege 幽観だよ

あな

てゐる お 聞き ぢ é 4 7 30 降の 空事 屋中 放き 6 菌八 を流た

なた・ んよ。 打さ İ 0 もら IJ 杉 干艺 B 一代は俄に 私な おどかし 0 方がが 15 " 安心 よく \$ 駄\* 知ってゐる L 月的 た 6 旗 御 11 座さ んで ま す。 17 -} 屯 あり カン

ねる 0 南泉 知し た平介 ~) 0 氣意 は日ひ か。 れな様子にな 吏 頃臆病 あり 幽線を。 合點 あ お が行 な -F-E た、 代が カン ま 忽禁 10 ち \$0 前き つも 知 0 な

つて

ある

窺や

行い そんなに委

0)

3

お千代、

お前さ

どうし

7

事を知い

不思議

に南災

は

ば

カン

ŋ

は

H たら れ さう れ き E 0 つとお 色さ ねえ。 0 浅黑 褒はめ 10 7 29 なり ねる あ 五 位になる 13 ますよ。 た カン 75 せう んぞが 知し \$≥ • そり 若なく 御= 73 go 7 仇点な

> E 5 & 意気な あ 年物 る 7: 摩です 7/-わ 15 ねえ。 工を仰か 彈從 ⇒元か ロロた B けじ -Ci 4

質と相反 二人があ 着さし 衆ら て質 が 時非常に豪奢な暮 一中荻江 つてねる 熱者よりもず へら お干代は な 物影 0 れ 15 って 6 應接に馴 して る。 でも から 年は三 れ 企 行ゆく 却でっ 気性もそのやうに 小さ な處が、夫南集の城 もう やう つとし < の素人で そ 折には + L. な ごされ 年20% れ Ħ. 時告 を Ž ٤ カン カン 0) 琴瑟相 は今だに -いふが、 Ŋ た文人輩の大家何某先 ŋ これた窓め 15 掛 3 なる。 書家文人役者藝人 7 け 若々しく が 和も 時々藝者に見ち る。 は で、倉山 一人内気な性 なま 所以 随る な 八百 供電 2 顿之 東き

ŋ 0 だ たび 2 6 梶棒を ムめて、 がや教へません。」と笑 から なく دويد 立 L んと 2 0 で、 て振返るい 夕方表へ買物に行 知山 來た二毫の車が 不思議 ねる 入つたが な 40 が かるという 7 あ ŋ 幌岩 3 主

買がす 0 艶なるた 形が、 計話 出で風き is は 有南 力 2 関か 魁分 下上の 瀬世 瀬せ 入y い心持 時去 す など から 町等 英章 10 川湾 川湾 望る 思想 4 K は 2 を 菊 む 死亡 る 相意 妓ぎ み 買手 歌りはいかい 交 絲し 如是 模さ 住ま 0 8 0 海は ば 淺惠 0) で 晚送 でらず 氣會 3 ば す C す カン 病 養父で 年 大意 黎 た 0 L 世 雨雪 れ らず 0 は主人に導力 भूगडू 家や 分 を きて あ 7 傳記 吏 7 を 43-歌り現ま 行ゆく 登しな 獨於造行 3 ち 0 2 75 ŧ 云"が 酌す 明节 E た。 る ŋ 力 盡言 は 複なる 程を鐵る 传言 文章け つ 0 5 ~ だ 寂意 n オレ 茶节 役也 الح 秀齋翁 カンび 然上 á 7 7 云小 7 る L た。 の寮を住居 ずの大家なるへ カュ 事をき څ. る れ る し カン 湯 來なら、客意い 化特 獨さり 周りた 6 7 3 菊草 0) 忌を ので、田端に屋で が、 0 ~ 度々で 屋や別ろ敷を飛り なっ のくつ 0 度 を 悦き とし す 似に た。 明章加 なら 倉台 とな 即なた。 気が倉を 主 別が 山業 Ti Z. 力》 6 A110 7 同当 我想 ず 0 <

た。

遊ぎび

で水へ

南東

à

そ

社

内东

水原塩

0)

0

0

J. 3

大震

に之を

歌が

迎信 顷法

L

た

C

0

の職人 野やので、風を集ま人とがから 心と家を菊をにののの情態遊を がに、如は劇響代に数字集まで 譯 空 カン 家中 5 な 10 評 15 Je Je 15 娘が 父も 來る 当 入い なっ な 父秀齊 家かと 0 後 0 第二 別言 地古 其 7 植え L 更言の は ~ 屋や 7 養子 菊草 10 -(" 10 引号 4 親常あるが 如此 越 人を .其そ 7 L 殺りす 絲し 0 のが 瀬世 た がは毎日 名なを 度と 番牙 川麓 0 人たの を [勝? 察ち 変字が表示。 の交響に の交響に の変際に は 加益 知し 家公 は L 0) B やう れ 春装 7 别答 K 再窓び 75 cope 12 で 大字 東京 が 大字 排形 元き 南京 7=

7 K 护育 は

忍りび

修ら 出で

船艺

老

L

L

てお

た

が

座さ

败是

Fiz

を

内容

~

上恋 ŋ

込み

n

6

共产

古ま

を

る

47

る

do

6

暴め

風ら

雨山

0

0

門之

倒答 15

れ

0

來きあ

ぬれ

仕しは

事品 今時

2

捨す

力》

F.

企業 力

内弦田だっ

L

間ま劇ま 見みのす 舊き次し 即に第た然か を らら す さら L 具 が た K 來る 疎さ 發好 為 カン る V. 味 熱り 5 < ٤ 8 外に乏しく で、今は 事をも 75 云心 となっ す 獨是 樂地 る 3. 中全 氣き L 1) to 7 ~ 别言 なつ I. 稀に、は 引擎 落り む 出 10 人生 移 な 茅热 古花 7 なき 手艺 0 文表を記述が遠に 15 孙 な 朝き 0 勝の 准算 つ かり 隣 役 高な た カン 者や いの人 随 は 夏德 0) 交際には 秋堂 3 共岩 の対象

は込い時間

な

\$

鉄は

香草

0

1

た

事.

なく

秋雪

舌鳥

冬品

摩云

3

ま

聞き

は

主

ば

カン

ŋ

0

丁度南

が 0 2

0

供養の

折ち気が

父きく

0)

後き える

> 10 It 朝き 發生 質なは なかぶ 手一何先 南ない を 北京 00 興意 7) 初地 4 di, 0 江 肤如 は怠らず 次し 樣 电 飲だ 1:15 を 第曹排ふ気に関する を持た以處から の垣か 2 红沙 糸と T) 妙をなっ 庭旨 相等ら、 于三 方賴 7/.75 ち 祭む 府さ 2 \$ 想きれ 5 なん 0 同様 家以 K な

た 柴折覧 神いて見たいて見たいて見たいでもの たう。 間まる 什な様義 振話 る 75 芝居の **新作南东** 見み世よ やそ を を た 初 E 弘 0) 近気なはななは、 は父がが 開かは 2 ば 中祭 0 思なる み、今日からと 行學 刑品 原等 た な V 増え 告告 3 4; 3 だ 建造 ょ 折台 0 歷藝 計は る た 0 な カン 時等いの 成な 開かりずや 7 -0 妆子 2 TS 新ため is 係けると 差章 あ 賣 困主 L そ رء オレ 0 樂でで、 لح 兎と 形は 1) 出 0 想意 屋中 712 なく 全く 華族 口名 主 L 8 た ٤ 10 事是 is V 人知 角於 から を ti 北田 0 た 時折像部 반 買加 上 方法 隣なり 進さ 部^ あり 主 默をお 82 L 手口 尼中 金数 又差 < 継い んで、 0 -6 れず 0) 0 が 古意 を てい 10 とて 15 37 考 來き 御坊 忠告さ 手で庭園 カン は 直流 唯な朝空 事に代言素なの が 本での 伊だに 活ゅの 伊だに 行で 痩生 達工 ウム 家心 信息な 入いの 物房间景 ま 松為 4 17 1. 分え (2) L \$ 12 分な人などで 2 -1 t た H L 东 -あり ¥, 6 [4] 加於 20 L

駒代ツで云ふんです 0 な事を話 か、あれは新橋です。 御存じでせら。

柄だと思つた。節は度々見たが蘭八をやると たのもし 「尾花家の駒代か・・・どうも聞いた事の ある は 學記

ですが、然し 「もうそろく一持つて見ようかと思つてゐるん んだが君も 「瀬川君。此度は大分長つじきがする 「この頃二三段稽古したんです。 お噂は去年の暮からちよ 女房を持つ気に 76 袋のゐる中はとてもまとまりま なつたかね 聞き 7 やらだ る る

に從って行けないやうな女なら、まづ亭主に 「さらかれ、然し君、女房になつて其の家の姑 後はない女だよ。其の邊は色懸を離れてよ へないといけない。」

し愛嬌があつて働きがなければ身上の相談ないない。 たのですから、どうも、 それア私も考へてます。 だ若いんですから、今年やつと五 實は二三 がね。お袋の云ふには柔順 動人の女房にはもう少
にようなう 一度駒代を家へ連れて行 うまく折合がつかなさ 然とし 家芸 十一になっ é お袋が 思つたのも、あんまり色んな事を想にきせて

よらかと

煩る

先生までがそんな事を仰有つちや

困りますな

です。 ろ家のお袋と來たら何とか云ひまし 體でせら。それが氣に入ら てお前が困るだらうとから云ふんです。 元ですが其の實は新橋の鐵者でまだ抱への身 排取や京の女のおそろしい組です の居る はい ムけれど ないんですよ。何し 後々何 たね から カン 15 先ぎ ね 电 け

わざ上方から引張って來ないだって、 見の面汚しでさ。先の養母の死んだ後何もわ つて 「さらかも 地體死んだ親爺がわるいんです……。 江戸ち たい 女はいくらもありまさ。 知れない 東京にだ ざ ッ

> はムムは。 せてゐる課でも

そい

つは心細い ありません。

なら

tz

なし うに物の分らない素人の女ばつかり残つた日に やア御難だ。折角藝道の名家も後が臺なし 4 女子と小人養ひがたしかね。 全くですね。 成りませんよ。 上方の女と來たら商賣人もあんまり當てに だけがまだしも仕合だよ、 それアさらさね。然し君、 何時までも恩にかけたがるもんですね。」 みつたれなんでせら。つまらないことを 實は駒代を女房にし 一體女ツてえものは 成田屋の家見たや 生野暮の素人で 何改み 6. 7 な

が非でも ね。さらかと云つて實のところを自歌すれば是 敷をつけて呼んでやった事も て動めたお客と ね。これア くつて仕様がない 「惚れて女房にしようと云ふ 別にいやな事はあ 女房にし 少しい 話がち いふ器ぢやなし、 なければ からなんですよ りません。もとく ある位なんです つのぢ 此らかか op 無 我慢し 0

同忌でも濟んだらと、から逃げたんです。」 なんで、私も 私に捨てられるば ら私の家へ這入らなければ承知が出來 云ふのに手をつけて、間もなく自前にしてやつ ばかり たと云ふんで、其の まない。 なした だゆ だな 處で納まらうかと思つてゐるんです。 きめた譯ぢやなし、 んですが、然し私だつて一生獨り 後生の障りだな。 何产 も彼も か、その旦那が面當に朋輩の菊千代つ す明けてしまへばまアそんなものな モルヒネを飲む 色男にはなりたくない。 仕返に例ひ三日でも があったら好加減 ま って云ふ騒 親や で暮らすと 爺の 來ない

ほ で の下りるのを見た。一番ようござんすわ。 別北へ連れて來れ から 瀬世 川一絲とつい ば部にも知れなくつて いて藝者風の意 息氣な年増

頃は大變な人氣だつて云ふからね。 らま い事を考へたな。濱利屋もこ はム 7 0

カコ

は。 「藝者衆 (i) せら カシ。 そ れ とも 何處か 0 杨 安計

れ。 「大分小降りに 一つのぞいて來よう。 なつたやうだ。 雪洞をつい けてく

は直様立つて 御苦勞ですねえ、」と云つたが、お千代 線を開発 の押入から雪洞を取出して灯

「子供はもう寐たらう

は先だよ さうか とうに臥せりました。 ちやお前も一 緒に來ないか。提灯持

のさ。 か芝居の腰三 洞持つ片手を差翳して足許を いて先づ各脱石の上に下り立つたお千代は、雪 「燈火をつけて夜庭へ出るのは何となくい」も あなた、好鹽梅に止んでます 差請め私の役は源氏十二段の御曹子とで 腰元見たやらですね。 照 ほ」ほっ L Ĺ ながら、「 」と庭下駄は 何だ

> ち と來ちや、とんだ問焼沙汰だ。 B 聞えますよ。 云ふ處だな。 op そんな大きな摩でお笑ひなすつ しかし、夫婦揃言 つて インスは。」 隣の垣間見

抜けるが 下はいつでも水溜り てゐるな。 は いさうに、 お干代、 7 まだい蜂が大分死なずに鳴い そつち だ。 そ つち は通れない。石榴の 0 百日紅 の下を

察は寂々として は唯だ縁側の障子に薄く灯影の残るばかり、 息をこらしたが、菌八の一段がふと途絶えた後いませんだ。 二人は飛石づたひに軈て植込の中へ潛り入つったり、たい つつた。 お千代は雪洞の光を片軸に酸ひかくして 話摩も笑摩も何も聞えないの

た。

を取りない けた。 たまっ からまる かれない せいばいし しなずのから なま う の立昇る小春日和 つた土や苔の生えた鱗葦の軒からは盛に蒸發氣 であ 先生々々。相難らずお丹精ですね。」と呼びか 然し翌る朝、雨後の空一 南集は土まみれの手に冠つて がら、 掛けちがつてお日に 摩のする方に進 和为 南集は梅の根元や立石の裾 段鮮に晴れ渡 るた古帽子 つて温

とも で、まだ御挨拶にも何ひ いえ、昨日から一寸遊びがてら 知りませんでした。 ŧ せん。 泊等 ŋ 來

よつちらお郷をし 久振り、おはなしに入ら E お二人連れ で・・・。」と南集は少し離をひそ 7 るます。お携い中しま つしやい。家内 せん

音以 「質はは でしたな。 昨夜 L み 身に つまされました。

聞えまし ま ひま た カン そ オレ ぢ やもら神妙に 111 げ

呼ぶ聲がした。 「是非拜見したい 共の時線側 (1) でう ね 兄さん何處にゐる

瀬川はそのまゝ垣根際を離れて「何だい。こゝ神窟見も何つて置きたい事があるんですよ。」と一つない。 にゐるよ。」と云ひながら聲する方へ歩いて行つ 先生後でゆつくり はそのまゝ垣根際を離れて「何だい。こゝ お話しませら。 質しつ は ち っと

# 9

と南集の家へ遊びに來た。 翌る日一日置いて其の次の日、大方蘭八を弾きて ひにきょ きょう ひ 意光はなせる た女が歸つた後と覺 く、瀬川は一人ぶら そして問 W れ るま

したな。

V

つから此方にお居でなんです。

ち

さつ

ば

ŋ

かっ

ŋ 女 4

興で値なる 日に時じも 12 9 行きひ 行言行言 本法 111-4 覺えた ريعهد 力> た 世世 間 以小 0) 芝居に な議 を 間以 そ 熱恐 來《 役 女形の が から 3. 75 不 論え 6 值和 足にだ L < 打多 が は 0) \$ Z 矢中 < ち 氣 役 なく から 4 張竹 ŋ ょ 自也 K 者 あり た 1 女形 役者ら 分だ 6. 13 女艺 る 急はに 1) 6 de 優っ 7/2 11 は 0) 身が 自也 聞言 流りけ L 0) 别言 男を 思想分花 役 え 毎月 行当 来た 取ら 出 ~C. 功言 3 0 女形たる ¥, 困らら す では、大きなでは、大きなでは、大きなでは、大きなでは、大きなでは、大きなない。 75. 极当 を 彼ら な のに、 け 11 方 L 世 れむり れ 此与 3 7 る 丁度を ば 苦く 方 文書が 白だ op 自し 事是 心之 0 然 を

挨り 生艺 風ぎ 前だる後 L 0 車 男を 1 瀬世 川管 が 7 ` 限がな ٤ 茶天教 大いな を 何等 あ 愁被 う力ン 方 隅ま け 0) 0 0 お 中东北 方を歸れ セ ル 附污 0 腰汗 -0 をからない を す 0 カン H 脱と 4. 7 って書 る

な

0

7

る

0

(s

0

初日日 傍走川霞 12 61 76 7 do を C 细湾 山建 日 7 15 から 井 L 3 3 ん。 工资 5 313 慶ど 古よ え 原法 れ から 0) 明為 ば \$0 盛か 6 構え 7 1) C 25 7 た す 0 0 カュ 新 Lo 7: 其を 香み 5 觀也 0 0

展響に

る

四半の

優ら

是世 非ひ 5 玄 す。 U K Ł 加基 重 里廻 袖き 0 下法 K 四

諸なの

計世

11

俠芸

义

廣方

冷む

**指** 

な

4

5

送さ 五. 册き 話答 地で ま ~ L 7 た る た雑ぎ 6 C: 話し たが 0 0 3 部~ を to 取货 から 出 L 7 ま 4. だ ts

學のようで 性なな 井が家かの の 安装な 番先山路お たば 野中 小三 を 安かなか L 抽 年党み 食物か 問題の 修 屋中 題だ用きを 心を ら二三 を 15 な 地艺 女便 0) 80 カン 0 主管 is た L 出产 ( ) た ŋ 知し -(0 を 排はを 抱治 聞之 味い 0 T -12 雅が 3 でない を L ٤ 7 6 を事を 初信 續々脚、 を き 0 4 量を 中學時時 44 別ご 0) を新え 7 れ き 正言 集き 新門 \$ あ と論え ある中 î るる。 ち 7 習と 廻言 なた 愛からい 8 B 戯さめ 何なる 一般がとかと 和應 OL 15 1 do 頭面 代点で 本 る。 た。 素破 作で山窪り井。 カコ 门也 い藝術が 其を 4 る de かは 0 0 < 及皇 で小説なぞ 8 0 藝艺 \* 理がい 6 用意 な L 拔め 何往 も又役 5 青年がが、 社や 2 井心 れ 雑言の カン カン だ 術 者や ま 6 本方道具 1-0 Ł 6 人文芸 は から たな 馬ば れ 家が 6 な 75 間ま 4. 手 になったと 所能 0 た 配を経営 心鹿息子 心に 中等 生意 0 歌を い 鼻はな を < 0) 13 12 人先生 れ 新常 名院 方於 な 唯な 1) 新體詩 机三 新たいき器は 11173 酸さる 填学 12 校等 つて 中學を 生や藝術 易 す L L を 忽是 奎 湖流 L 22 11 ま 7 だ 卒業し の學術 し、三 思しち 職に変わた 賣 短なか 藝術 1 ~ ま 女芸 0 瀬ど 0 H-6 L 短た ts 川富 川薛 <

た

7

0

つ 然か 7 L 元》 誰だ \$ 文デ 相想 學學 手 华芒 4 82 -[-處き 脱さ 3 カン 事品 6 自し 3 然党 tz 0 初 た وجه do - 1--な 2

一緒にして裏り飛ばす、煙を屋も倒す、煙を屋も倒す、煙を屋も倒す 先发生 者はけ 友を 原党から 行なす。方 展帯だ ま C C 書よ 村品 あ 自分が カュ ap 緒上 7 為し な 0 0 3 ij #6 を 本党 通は 名な 3 尚部口金鐵路 かまて は 75 0 红 他た とどう 0) 世為 前ま は 倒な同等山陰の L 賣う を Z 屋や 出版 0) 書か 川童 41 L 様き井で 3 本屋に る た カン 20 な て は 井-る 女中 家には 逃亡 歩る 原 B 書品 る る 11 0 と前 7 商等 け 的当 0 11: 又是 D> × d 文典の 持つ 0) は 藝". 到第 力。 Ł ち \$ 1 奎 步 6. す カン す 紙し 友 井。 思想 倒、 貨" 循品 数き 6 事是 0 i. すい 後望 -f-1 --を 度と山窪 がか 0 吳: y. を 行い出語 原之倒生 甜菜 op 連中見 服力 \$ 14点催息 増さ 迷 度能 0) 版党 TS 相等 7 屋。 が L 促 手で ので、傍になって、 熟力 々 15 ないを す 料智 あ 州吉 2 式気 す 一言 を E. 8 は -352 れ さ 重 何際 物当か が為た ま FIF ば 前だ 西洋料 L. け -6 す 宿中 此 借し 7 B 堂; カン なし 倒答 斷 do としい J. Cal. 11 10 7 0 を れ せる 待事 居がふ ば 向雪 见水 諸法 7 -----た独立 理り 其き 其 不知 所方言 カン れ 2 大意 る 75 J+~ 屋中 た な 0 0 ŋ ば

ア。 だから家 居<sup>ゐ</sup> る ので、 私だし ろく 0 お茶 薄は 定屋で -ゆ を 75 廻清 0 つ くり は た \$ L 逢あ \$6 袋の手前都 つって 力> 人にさは 7 やる 0) 祭が ŋ 事是 る 主 り切いて 合がふ K だ 中 L 6 から ん て 5 わ

A. 10

で

L

行ら あ 聞き る き申さら として カッ んで 0 7 處え 0 手で あ -0 袋も 0 别言 ま 莊 ٤ Sp んぞに引掛 別答 5 15 思索 ね。 7 15 つて 0 K 差常 Do L 時等 ŋ 7 3 たん 賣う 置 瀬せ ると大變だと る T. 川麓 0 買手も だが なぞと さ ŋ 仕し 食じつ 寮なは 樣 Zit's あ は Zil. 2 が ŋ とら 矢やッ 0 7 あ ま 悪 7 ŋ 4 力》 張灣 ŧ N b

ŋ

庭街

益々値な 置く つて まア営分ある 打 ぞは かが結びを望むっ 、見る人が見れ は破屋がくら 7 He K 置物件与 徳で 來 き 重 同様 op 7 值和 5 Ž \$6 打 置 ば建具 0 が 買力 ٤ 力。 き 年なったかっ 勘定 周まが あ さ 0 値なする 尾や 其<sup>を</sup> んだ 出で が V 2 打造 經た るま 0 手で から 賣う ば 0 \$ 15 25 力2 10 Co 6 是非と まア當等被 n ŋ カュ あ 5 つが p 7 7 ٨ ٤ 7 7 れ L 思蒙

が

7

ま

なく

いって -す。 力。 御 迷然 ね 7 41 20 0 たんで 0 Ci TI カン け B 御懇意づ す おれ 袋をばって が う \$ は V 光光生に < 私 15 b 北 志幸 赖结 か 24 任影 れ 虚せ 7 L 7 カン L 1 -ま た TA. れ 郑 6. 目的 ま ٤

南京東 さらで 悪ない 水折戸 できりない。 は カン ~ 0 そ れ 仏の見る 15 なぞ ら私に 2 事に ま は なこ 43-其き方 h \$6 ٤ 任意 と探を熱心に 4 下於 3 て、 0 にかったか 決さ

茂つた南葉の焼飲の膳を開 真暗で風 過す しに V る 出版の 來たのにも 家に瀬世田だの柴 時芸 ¿. だぎる 6 カン 勤 面白 6 まで 問言 0 の膳を出されて、すぐに い長居し す 汽车 は明い 節へ き なさ 事 つて 方山は か 車の響と汽笛の摩が云ひ知れば冷く、上野の森に月がかい は今夜は築地 0 0 家の 中夏 炒 の話 1) 15 0 6 湾門を 思想 南红 小春なか < 立た 寮で 瀬世 ŋ 集る 0 ち 7 0 川陰 0 家まで 家を解 72 は は南巣の家 出 \$ 0) け が 日四 た 八 た た 八時過ぎ 零る 然か 0 5 0) が 一人夜 録なる そんな 7 L Ļ V Ĺ 家の 久 あ ぎ 0 カン 久に 振 れ 明し 今夜は築地 れ 6 D> 7 ず、 って、通り 玄陽を出るない。 寒山竹 氣意 菜 新寫座 0 易 ŋ 折 徘 れかか のは を 11 食 から、 忽ちま 來 が が遠位 後三 3 は 0 17 to

瀬とへ 何と 4 lie -南京 た。 巣さ そ んな ら、今は息を して三つ W 真馬 0 رعم な場場に 喻 な文學者と 山丁 人の 力》 1,11 又書家 気を待ながっ 知し問業 ٤ カンオレ 训训

もなく一絲は自分と養父菊如としまなく一絲は自分と養父菊如と ふ人姓 事品 など こを比較しは る。引込んで なら ざ知し 茶の 80 湯なんぞに た -1-わ 3 E たなと考へ 竹野 t, 漩 2 かい 4 -) 低い風き 出。 るた親や る氣き 20 端

論が下火 いた。 になった。 女形をかながた 要すす 5 そ opo 役者なんぞは 7 カン n 又新派 下火に 絲し ٤ を勤に 昔気が 思想 は れて 瀬世 根元 0 do 川能 概ぶた 0 な き 質 組み合き 事是 0 主 13 0) れ の家に養は 20 20 ば、など -) 止 養父とは な 3 る V 1= L 0) 0) 加办 0 あ 7 0 時じの 入に 然し ち る L と云ったやうな議論が盛れたりがするのはなど あ 演えばき そん 玄 れ U 度 只ない る (矢張子供 た役者として今 が、一 然かし 洋行 ts に對於 5 衝 事 \$ なく女形が ときかが 突 時じ -}-0 女生 の時等 心 礼 L 111-17 かぶ して れ たがい は、 C. の業 礼 1/4 4

川常

は

銅貨銀

貨

政

ŋ

ま

せ

Ľ

5

5-

E

から

p

點にい 変だいふ 軒 0 間書 少いい 来代だけが展示を 文気を 妨さ 践業は な どう を い女を 用だ 評" はから 0) 11. 多 で、ば 判法 低? お歳 0) 見如直 の鶴変 4 Z, L 0 口台 京手 と云 2 つ は せる 倒答 ij ٤ が 3 は ま 原學 L いふ鉛酒屋 年は二 そ 頭がなのけ ij カン 崎ま 服め 補 無と遠山形の平衡は形が 原なれ 海線が 色と PE る 待書 -0 五. 出 鶴遊 る。 病な 心濃 0) 4. IJ す 缺け 7 カン

> 7: 83

たば 6 んで 川なり 色は op 20 辨したが 3 來く る 0 6. 或 店等 み時 吉 を 0 男と 原の 0 か何た 抱を 長新 蔵さ 鉢で 寝衣 は 山非 膳業 福芋 鰺 袍を を 0 酸さ 117 Fu 細煙 0 姿をなった 0 を 見み 嬔 1 ぶら る き -4. 1. 杯はの三 な H ば が な · 5.º 4de 作にら をば 酒 F\* 被計 1 市しれ

えて 随が 引発な よ。 か 7 6 扮 坐力 い変 h 猫 な 12 0 足を " 0 き は 膳だ 1) 基早 0 ぢ 40 何と \$5 酌に P 事記 作き彼許事と

茫点 老がたはこ 然と竹が 所當 為た 草 以 0 0 自当 あ 1: 本は 3 8 7 空はき do 観音堂 が 力是 7 吸す た を 71 制艺限艺 打 終音 腓系 5 5 8 ねた 7 川書ま

0

建築をば、 と関かせ 腹管に 始世 吹一鼠。 极 3 8 を ~ かい 2 IJ 小。張は 声音 た。 れ 脇智に れ 外と る 6, 力> ば と山井 に公園 ds か 寸時 HIT L L な 女先 れ がら 前共 0 美術 红 今く 樹ま は かつた 日の 0 創る わ E 下是 ざと氣 家ら を 少かり 忘李 ZL げ 华品 たとなる 取上 4. る W 様子 0 E 3 から る 同様、 た 観音堂 が 4 0) たっ 立等 6 1) 出て B 悠ら 狐二 雕瓷 何筅

ろな雑誌 暗示を得て から を描記 \$ 浅草 73 る な 捷 3 6 6. 伽。 が 動む 以、 動な だが がなだ な 考かんが ぞや 0 ラ オがが 観音堂に た 田。 点の 1112 ス 小岩 近すぐ を 何管井 J 説き 中等 2 は飽く カン ٠ 伽 る 7= 心是 1 0 藍り の西洋文學であったからであっ そ か バ 雜言 移う 學力 れ ネ ま 批" を自じ ス 7 -( 其そ Z 74 真. 家か を讀 前じ 0 班 つ 紹うかい 如节 2 周し 牙 Ho 長 籍さ 山紫井 間む 0) 小萼 0 75 35 中意 力 説き 0) 所當 早多 人とぐ 3 は 0 7 以 濱よ 数 小さ と称せ 廋. 6. 6. から あ ま る。 んだ 7, 説き 3 | 0 原红 IJ -を 生芯 れ V

7

更意た。 0 酒は怖が 屋やに 白岩 15 突然後 先生生 0 たば  $\subset$ 長 カン 男を 火一 TK 0 鉢管呼ば 1) カン 肝よ 6 75 lt カュ \$0 カン 其でた 跋言 17 カン け 0 と茶漬 た 瞬號間 男と で オレ 部馆 7 を見る 驚る 食た 種。不 べてるたちが 3 快 山電振动井 返於 ない。

頻にがだ、 四意 15 を見み 用き が 廻声 る 0 カン ٤ 川之 井高 In. U な

料書家でい男はひ 生だ 0 閉雪 山紫井 におり る カン 事是 目的 3 を は 突然 山等 は稍安心 15 オレ 7-掛 £6° 11 カン 呼び 男が 0 其を ŋ 誌で 配で営まれた た費い 0 腰を 即走 後電 ~ 委員 . C. Ł ち尾を 全さん 近京 L 思想 L から **ルボヤ** 選者 do 相感 L 人为 濟力 15 私 ンチ み 0 ま to 你就 口名 ま 0 は 瀧き から 44 度と 7 あり 次 郭 腰门 是世 お 0 を 非の居る 6 先 菪

薬に 央デ 港湾 大学 大学 吳道 が、 秋津 意沙 カン 母! 鄭多 見之 は 近党所 1-动心 母はいふ pu の小學校の 者と (2) 一古古古 0 は尋常中學 處 秋草 十吉如 ま 0 -6 置为 手で 3 な 7 3 進す はよ 7 置海 講か ま る カン 能なく、 た れ 7 mil 新橋 が 雲野 7 0

も書気で に入り、 さへ もまだ 又表 らと 一等な人 人であ め 内々は用心 一來ない 3 7 文土は仕 る。顔を見ると直ぐに裸體書 V# がるも つ 井の事をば 寬力 かな 6 其を と知合になり、 容易 への為た は やうな陋劣な話を聞 TZ 15 0 方がが し y, \$ には野太鼓同様飲 ながら唯物好 あ B を賣付けられて、 0) 瀬 ts あ 程度 川一絲もから る。 いと善意に 自分産 又是は 役者 一二度低され な危険 きに いて には 解して、からっ 藝され 到底真似 更を表紙に いいふ人の さら 面白さ ま & 忽ち な人間 なせて 承知の 0 中省で がら れて 3. 说 op 様さ

な 山井は吳山老人 加り出した。 です。 人ど の二番目 0 停詰の ことをば長 々(

天才ですね が、二十二三

とても僕なんざ足下にも寄り

うけ

んで

す --

親おか

取とは今ちや

へなしく

義絶同

なつて

ねる

んださらです。

まだ若認

T.

せらが

悪い事にかけ

ち いんです

や質に

雷急

0

弟とう

C.

すよ。

矢張尾花家の

質の息子は

# + 匹 あ

歸りは 悔する 明かっの な魔窟 さへ足た つく。然し待合は前々からの借金で體よく断ら もら 草千東町の路酒屋で なか れ、吉原洲崎 700 L た跡り 山紫井。 ふら 〈 意志の力に制 事もあ 無流流 ŋ である。 \$ カン な くと當もなく其處此處の色町 な 15 が尾花 事に 向お構ひなく いと云ふやうな場合 へは懐中を逆さに 歌 にも真直に下宿屋へは歸られない る 日が覺めてか すこし夜が深け 家 極く 多年放蕩無 ある。 0 制御されるも 体と 真血 醉っ 山井は芝居や宴會の 目ない 知合に からは流石に たまぎれに一 な用件で人を訪問 振ふ 賴的 たかと見 K つても、車代に を盡い なる なつたのは淺 O -0 红 L 情愧後 てをぶら た身は れば、 な 夜を 陰がんさん 4

らしく潮

川蓝

の顔をみて、「あ

なた、新橋の尾花家

俘款

を

知っ

7

おねででせら。

そ

0

男が

が批話人

ねるんぢ

いんです。

こと山井は急に思田し

た 7

なんです

尾花家の停・・・

知し

n

ま

世

んよ。

先发

んだ市

なら知

0

てますが、まだ他

兄弟がある

山なり

は

€.

0

弱點に對

す

つる種々なる

感情をば「肉

んですか

有りま

5

0

カン

やうな會員組織

はな

6

ま

尤もこん度の

は

私が幹事

ずをし

井さん。

近為

頃号

人は活動

動できる

\$

さつば 0

り面白

しいのが

L. L み の所謂で い言葉で綴出した短 だと 「真實なる生命の告白」 政 る 接 物が 味 の告言は だと 」なる カン

いろ新 悲絮 表 彼常 ゴする のであ の真に新しい詩 しく日 が 本党の れ にこの ヴェ 時人は山井 々ツ ル レ 1 かしい北 井安 -0

處なく ると稱され 許家から新時代 を發き ある。 も新命を追ふ文地に歡迎言 彼の學力は中學校 を きく 沈論させようと勉 に強し 0 な った時には C 似こそは正 山紫は てさら 白じ分だ 遂に は、どうやら其らしい心特にも 6. ふ腹は ながらも カン 00 Jan Jan 」る藝術的功名心の為 る つと卒業 0) し ・麻がって 気 た感情の中 であった。 位 もとく に其の身が なの 大智あ

外國語の 中がた つたも く、次第々々に西洋の藝術家ら が、自分だけ の為めに發狂したのである。 7 ましてしまふ 禁だし み 兩横根を踏出し じ得な ح の犠牲となつ n の知識と云つ 0) を 自 カ 沃 らまた烈し とやら云つて の心持では真質傷 士. 佛劇 0 保 で、既に二三年前、梅毒に 剛西の文豪 こ た自 た折り ては餘程覺 分は、 い藝術 N. 得意の短歌数 題 E それを思 啊的熱情 1 た事を カュ 東な 0 なる書物で見知 い気き 多 ッサン 見得 あ を愉悦の であ も梅野 ば同葉 でもな 首を 鯏 か」つ なりす

(336)

ば な

家言

者に 修らが

情に

す

1

カン

0

は る

行物

嚴潔

から

きる を

6

だ

古宝

意

6

あ 事是

一人 來主

y,

弟™

子儿 講会

取上

4

又き

れ

ば

専門家

0

修品 0

行

真是古

划光

主 を

4

ば

0)

徐よ

所

J. ね 今宝加か 解答

減に

から

142

11111L

伊な

7

ナニ

何に

を

と足を者に同窓 \* そ 0 下汁ざ 7 衣服 F 晚步 を 0) 45 飯点 す る ば 6 が始まっ や身み屋や 位的 0 ま 77 支し L 易 下げ 度た 15 0 土土 玉はいまする。 は 7 女家 T. 地方 4 2 九 红 を あ 22 Lil 亦一人 古 カュ 煙在 草 7 Ch 翻 勘定と 湯湯 人 だけ 多生身智 0) 于 多人数 動き 者 7 電が で が は 0) る 時じべ 食草 0 TS (2) ま は 分がきさらいには限力が 挨拶、 物のあ カン 手 1 ٤ 0 そ 傳が ( 洗売で 化学 灌笠 も it 7 れ -) 変だと

片変商を小って 変に言される のい。幸なる で、事を上で、 む暇 名なっている。 は て 事是 な 兵 75 な家で る は 0 勿論を終 尾花家 る 事是 同様 L は 新橋 0 は 容を変える 主法人 6 れ 何彦で 平, なく 事是 ま 0 吳二 7: 3 山流 ... 酸素 き位は 1 L ち 日う 老台 此二 3 八 人だ 來 0) 0) が 物等臭でで 家言 た L 告 山意以い がに越 たい B な 前 まる は 15 0) カン 好饮糖饮 取肯 す -0 5

> をも 古書 藝! 行! 3 役を 主 者にいいた 時身 0 ŋ が -味 け 程度 L 0 線が 云心 江 對言着さや 物別肌 7 よく 111-19 恥告 れ だ 行岭 肌におき 红 間艾 L 进 楽電 又是 < L る 4 眉頭 な 0 央 持き 0 4. 花裝 6. み を 女祭 山流 -6 げ、 カン 物为 5 から だ。 あ 功力な 0 ŋ わ 8 家か 決は 刘 卷 1 る る 0) 當語 訓 2 L だ 事を C: 6. か。 IJ --7.L 出官 17 ٤ \$ 7 抱な 偏分 戸と人ど 0 まり 名 は はかから 度な 柔ら る。 き 10 3 萬美 4 を初まない。 明岛 思想 L -(0 力》 t 6 け は 何先 あ 家中 主がなの気が L Ł 0 T 事是 れ だ ぶと カ房 戸きち 0 6. の折ったいのゆっ あり 防うの 末等代法 8 あり 者もり 十二が 出で ریم

にり懸く外景 者を家や 子 兵放 6 0 6. ねる 9 主 ば 瀧等 は あ カン 7 0 ٤ 姓 新光 3 体にない 不能 前 何言 開於 3 郎多 Ŀ 学校は 意心 非奈 0 sp 红 尾中草 见之 カン 學が なす -0 を do カン 其き 5 を 0 7 K 0 は毎日欠伸 退た 方言 0 心でを 身が家等 + が高いであるか 形式 る一人は 校的 -5 事是 時の 3 入りが 手 年光 九 カン 11 矿 れて 3 を 其る を 邊に 末 来 今更 30 知山 吳= 社 な 公言 前 No 113 ち 4 仕上 E 2 东 何德 0 様さ 111/ IJ. 今半讀よ of . 力》 が か、蛙穴何とが、数けのる處こをけ L もつ 亡 微 L 中夏 < ti カミ

do

34

扱き流ない [11] 常き然かの 者とやや を は 業法院 でかい な L る。 03 讀なな が 藝元 75 4. な 仕し 153 郎等 親智 な 4. 更高 h 0 だ 0 込 J. 5 我が 稽 9 C 下是 ん 0 流な à L t: 1 た 0 廻 兄声 C. E 父吳 は 家や 6. れ る も島渡 で変えたに 4 狮 ŋ 11 る 1412 ば E 中夏 郎宇 0 更 54 3 0 來すず 石村の Z 流 不~ は F 111/ 役者 圖と毎点 个生酸。 力。 0) 即是 0 画小説 × Ł 道堂 自手 知し 弟で 座 或行 0 た 3 0 化役者 6 子儿 な 方管 人學 ريج が 何意 分 ٤ 12 相ぎ Sp 儘 から 共 武北 Z 應き決け 1) 00 0 ts [11]# 0) F 大震引 其 道慕 オレ 文変を オレ 弟 Zal 3. 0 1: 氣 る を に子し T. カン 11 を 沤 其 规心 起想 0 事合れ 唯意 11 谜 變 0) ope L 骨豆 12 所りの る 次 43 消 F, 派上 ap しば 25 課り 郎皇 0 -3 新り から 八 3 6 種 を 釜。

胶 骏" 東北 1 3 0 次 金額即多( 修正 をす は手動き 近さた L 3) II 蠣なは カン 事 ij h TX 0 當等 賣心 橋門 春节 44 婦~ 年 0 を け をなったちょ 기각 買かか

て貰ふ 辯に護 たらら 事是 なのの 土し年記は 何怎一公 事是 ع なぞに 某で 中質 0 0 0 許に 次に 原况 たが 若な L た 後に 生 Z. た。 る が 2 郷で 計計 置 B C 衫 何言賴言相於御二 15 か。 滯 0) れ 来 最良 7 書 次 れ る を 0 手で 音気が かい れ が、然か 7 は た た。 郎等 は 先; Z は は寒山流 方 我家 建 よろ 呼よ It 0 質 联高 そこ 其を が 11 N 333 容言 験が < 11 ま L ٤ 初と Ci 海次 失う 診がざ L < 红 書 樣 カン 流次 世 山龙 水 ds L な i, 郎多 た 1 1 5 母は 7 \$ 11 鄭 0) 學的 4 小山 屋や 法は 相等 0) 本 な 政的 -0 思なっ 派 十書 校等 が Esto: 設力 L れ 生 置海 後 固 博 生き通な屋やい 6 カン 長祭ら は た b

然其 守す 所 8 不完い 同様 ŋ 心心臓 ま -は 書にな 別る は 溪? 博かせ 北 病性 0 0 年記 共2 3 2 た 4-女节 養性な 0 先完 んが が 性 1/15 9 共 は 0 に行 てたいたいと H 矿 書。 7 間奏 事じ 0 年官 N 75 務也 は で る 7 人的 誠言 を 屋や 上 消量 1 財主 (7) 牒 1.1 に博思 15 御节 1) ま 行本 住為 一人光 干品 火しの のねない智をからない。 た為 様をつ 策だる 0 賴防 家 13:0 7 な -1-事とい で L 白し れ は 六 しら仕は " 風電 何たお

<

H

6

和

た

が

5

Page 1 父 家 た

527

2

れ 足

1 を 資源 6 å.

聞言

7

る

5 4.3

な流

次

48

吳ご

山流

午 V 付ら

一個の

を 20

ま apo

Iť

雨並 郎皇

降かは

かい 0

B 15 禁力

親常が

0)

泥岩

沦 郎曾

0

不管

届等

考

力。

中をに

75 45

泥岩瀧季を大い

は一場 事程

初

0

橋に

引擎

の臭

山意

火也

de de

5

な

7

0

は

F

情け

Ts.

6.

だ 15

べい

9

7

が

d.

趣げ、泣な

紋なが

0

称 力>

あかざる

人心

きれ

席せ

出て

行

き

れ

吹ぶ

5 はつ

かい

大篮

信となる

袋

色に

な

た 5

き

ったは れ方を何を父を體を校舎た 親養が 惑れりら夜を氷を夜をつけ 學於 L 神院 校舎た。 書は 張はたの ľ 牛肉 もではな よく 處き 寒手 を よう 75 B 83 れ た。 0) 、道思く 書は、生は 135 (1) 20 3 事 屋中 ٤ 1: 常设 我站 煙を草 B 事品 た 近常 4. C 見た 6. -5 通学 慢に 刑問 道言 程達 Ť れ から 所 3 F く丁度 れ 競小で 年屋な 事 自し 0 た る と共に、核型校 表 煙 あ 0 5134 S 家 そ 其言 常公 折なく ぞり 7 流かなかなかなかない ま 5 光光が 心儿 居 0) 17 15 な 4 ŋ な 女やか 夜よ 東合 郎多品次 八 8 0 红 IJ 始し 0) (不良) 行 博芸知し 娘許 \$0 0 末等 女中 は 娘がれ +12 時書 をか 忽整 れ 九 15 11 先艺 7 否治 少草 せ 15 を す, な 或多女等 引导 張はな 應ぎ bt 瀧な 年党 U 7 0 早場の 次じ Ŋ L 15 0) 当 な がた。 माड्रे 家? 郎第 < 検り 拼音 ま 6. 近京 は拘り舉動 さらう -> 力。 早等独 3 手感はは 明なを動き誘い 1115 所以 た。 0 網など J. 3 0.) とてい

る 達ち 無な者や

係らず

直が

PilliL 3 つ 20

家方

行"

を芝居のあ

匠も朝き

飯

主

時

過す

き

75

は 0)5

って

來

75

尾をの

走に家で

には

役者

な d. Ł 出で

た長さ

男元 譯特

20%

市智用作

-1-1,

から

ま

だ

1115

には

人

15

4.

.C. 次 かる

あ

11,2

時也

禁足

を

申蒙

附ら

け 败旨 L

5

事心

流

監

44

す

る

de. L

行夜

座

る 非是

٤ y.

御おつ

飯け

填污

節次

-)

("

义章

夜岩

0

HE

排作

12

席さら

廻音

ま

17:13

酸さの

又をす

事を夜をば

82

道等

湖? 好き

海路等

6

其是 席書

0

十書 たなぞ 酸小 タき五とが 拟 元を清重の其へ元を日での 学 其卷 + 妨: 無意 87 藝さなる 古家や十 到足 皆るそ いろうか へ精は を 翌朝 時じ do 初言 0) 10 中を稽は 北高 或言 オレ de 打? 橋は 河参 行の行 時 古 はま 拖 かで 2 贩车 6 合語 古 東生 欠や が問題 Z. へあ 藝げるが 彈心物多 & 張け き 園の (" 時じ 急少 八季にお 0) 7 ٤ < 111-+> 內部 節次 過す -) 徐よ 礼 から 話物 所 相屬 た ぎ 内容 L 当 置為 sp. 歌之 腹点に ŋ る H 7 V: な 0) 数 女ななかな な かい 相等 來意 疲 ま 15 17 早少 女院 11 れ -(" 人い は 歌ん 7 れ 御智 都? 7 6. d, 力。 ば ts 扇か 座 记招 水子 人管 6 かい \$L ナ 见为 化 11 0) 15 な is 一書は 护 玄 ľ な d, 高は 水 他 x 期生 17 だ かえ 流 常常 はだ th i 0) 抱 仙 家もの ば 弘 15 家心 其 か 汁

まで

の自じ

山な難

de

思想

は

は

が何と云ふ器も

獨立

ŋ

で申譯らしく

云ひ添へた。

矢 張

同

事 は

TI

0 る ね。 を 171 カン け は よらず の卓を 腰を落着 兩版を しる け み片意地なる よう 2 6 In. 3. 弘 んで 心なかる す 胡さ

って云ふ事です の乾菓子を摘み、 た瞭なんです 女がいる といい が 瀬世 なく 川陰 1 3 7 とら h 世 500 ۲ です ŋ とと やア 御結婚 か 像所で聞 井は 婚行 15. 菜 3 ぢ す

え」。 さらです 数. 困る事ア 、そんな さら ぢ Z,L op 評 あ 3. 判なん 尊を聞き IJ ま 世 N 0 き す す カン 0 か。 結け、構造 困 ぢ ŋ

0 あ と瀬せ にはまだ經驗 は 红 ま するんで あらかさい がないんです さればりでは終にして居たちいもんぢゃ無ささうです それとは 全く別 何注 が、 結ば婚に あ 0 女がなかなか つて で: 4. 去い ap 5 任 L 主 6

山井自身の かな生活の 人 たんですとさ。 人の話だか 真實だ カュ 慮う 0 言者 だ

くさら

0

女皇の れ から 婚行 一度はこれ お牧が酒肴を運んで よう 何も急ぐにや當り も人生の經験で だつ ま せん。 出。 來きる 話なん L

「向で三 ッツて、 à 馬ま を お 待た 呼 さん彼り び +-さん最ら三十分ば 十分と云へ せる 電話 た 女の 女 カン 3 んだね。 御ご 承くる ば 座さ まづ一 0 ま ま まで、 新汽橋 一時間学だ IJ 部だか 0 ます 変者はどれる なる。 何か それ U. X \$L ま

う。 一待たせ カコ は とに 7 た擧句に、 0 通り は。 ねえ。」と こと方々は ~ あ 來ればすぐ お 牧事 it 真質ら して歩き 電話で かいただけ < 温息 1713 を -C: 弘 世

75

なす。 た色は た た 7 ほ 2 が 7 の自な 急ばに です つなぎに呼 7 思出出 0 い、何となく工合のよささらな人よ。 i 心流 で見る 今けり な御知 ま 世 の記り 5 केंद्र 西名なま か 0 8 ぼ 0 奥さん つち 妓こ が ميم あ ŋ Ð

だらら れ は奇妙 だ。 どらし 7 藝者なんぞになった かかか 無也 理り IJ 好る ま んで るせん 11

> と瀬川は真面目に質問すさらいふ女は矢服新しい さら カン そり 見み た ツて云ふんで 山ま

15 0 に來る 女に さら が ŋ 0 せら ま は、防分藝者 の虚さ な ~ ŋ 短汽 兼か 歌 の添え ね TI 肌を 5 2

で身體を縛る れ ま E 又是 ま しる りません。 游室 びに から のあなただ へ行くと私達はすぐに類 行つて 6 れ るツて云ふこと 0 内部に 商賣 6 がかきな 11 美し 方なも が た数で知られ 事是 75 から 第だ きる

その代り はな 何處 ~ 行" 0 て B 吾 4 0 وجه らに 冷心語言

ない 自場がに 7 が 話性 あいて た 手で 二人は 何ぼ役者だつ をした弘めの談者と の太さい 髪さ 6. 据模様の紋付を着た年は二十 濃い 係居然に挨拶する島田 額は 眉毛、黒日勝の 大分廣く頤の短い丸颜 さらは行きま 1 で、島米 大震病 いふのはこれ 0 大きな日 [1] 身體には出 が見えた。 髪の搔き工合 -6 红

げ は、もう我慢にも三日と長く窮屈な兩親の元に てしまった。 一人自暴自棄になり出した瀧久郎

井<sup>ゐ</sup>も 座通へ来た。瀬川はつと席を立つて降りると山家の倅の話がまだ終らぬ中に、電車はいつか銀やや いまない きょん カシ 宅は。 其の後について 井がながくと飽か ぐいて降りた。 しときくと、 服部時計店の 同じ處に立 そして瀬川が乗換の電車 前に佇むと、山井も ずに語りついけ つて ねるので、 る尾花 4.

家は芝自命です。 矢張こくで御乗換ですか。

山井は 見くらべる。 「まだ一時にやなりません。」と瀬川は手首には 云ひ いつでも芝の金杉橋で乗換へます。」と ながら一 の店に並 歸る 一歩瀬川の北 のは ゆし早いやらだ。一 た時計の時間 方へ進寄り、何時 とを

近頃は遊びませんが この頃新橋の景氣はどうです。私はもうとん と山井はついいて

げ

-

步步

ほど 電光 市产 が 來て N. 向乗る様子 なく -) ま

家さうな氣もする。ないなど、ならぬ顔で山井一人を残して行くのも何となく可ななない。またこの場合知 思想 井はもう喜悦滿面、この鳥を逃しては大變と道云なひながら向側へと線路を横切つて行くと山云のながらの側のと線路を横切って行くと山云のはいるがある。 乗りく 飲まして置いたら後日の へか遊びに連れて行つて貴はうと瀬川は 初めて 山井の 胸 中を推っ きょう きょうちょう まる でも立つてゐる。 困つたものだと思つたが、またこの場合知 して瀬川は何ともつかず、「 たびれますね、どこかで休みませう。 後日何かの為めにも 胸中を推察し いふに違ひな 車も ならうと と

掛かけ たライオン 山紫 8 あ 向から る 井さん、 やうに其の後に從ひながら、然し殊勝 ないですよ。」と注意し 水る自動車をば、 の前を行過ぎながら鳥渡振向き、 どこかお馴染のお茶屋はあり た。瀬川はすたす ま

します。それよりか今夜はあなた とても持くつて んか 「無い事も て下注 瀬川は一寸行先に迷 い。秘密は誓つて守ります。 ありま いけませ せんが、 つたらしく首 ん。あ 僕 0 知し なたの名響に開 の本阵を紹介さ つてゐる家は を傾か 11 7 7 7

みを 原橋へ來てし つたら おそくさせ まつたの た がい べきう -C" から する中に 仕様がないと思

這入つた。二階の表座敷 お牧は手をついて挨拶するとすぐ後は懇意な調を じんまりし ませんよ。然し遊びはあ 「私の知つてる家も 瀬世川高 は 行きつけた待合宜春へ山井を連れ た方が心特がいるやうです あん たまり綺麗 まり豪勢な構より へと案内する女中の ながち カン ŋ

子しで、 旦那、たつた今お電話が どこから。 掛 りましてすよ。」

せら 外に部か呼 杉 わ ね。」とお牧は かつてゐるぢ いお牧さん。駒代は駒代で んで む もら立掛け < やありませんか 7 0 から、 Ì 5 申書 そ L

瀬川と山井の 一どなたに l 顔を見た。 ませら。」と女中 は再び坐り直

50 志が一 「養者はまア 駒代さんが 來てからで いくではれまった、誰がいくでせう。」 只今。 畏りました。」と女中は座を立たがまからとす 書かても それ 水ぎ ず より と却て お酒を願ひませう。 のは妙なも 座がしらけていけません。 んで、派の合は つた。

引幕一張を 相等屋や應等へ 儀者男を を を を を を を を を を の 知れ 顔な家がある。 の 茶芸 駒を 知し屋\*代 +2 、女房氣取 間ま 心付いた 11 -- 5 動が 間に計 贈がっ B そし に樂屋 2-0 0 自じ た 事行 四人に て今度瀬川 から 145 0 0 8 依る 0 -を カン 0 出吧 頭きん 其名 新儿 け 礼意 柳橋中 八人が 脱儀を 0) て、 為た ٤ -61 日番に 茶を 8 が から 0 鳴る げ 大道日 初役 知的台 たい れ p y, K 0 ひの重次郎を を 為た は は 出 を運動して 又渡せ 方な 時が記 瀬世 過分が 8 も渡れ 川龍 0) 川荒中东 また の部 の配き

に陣取 瀬せな よと は 0 川能 あり つた景氣を見る < れ 思想 は が一人の ともら そしてこ 朋が は誰あらう 思 又晴れて 今はから へば の人気の為め、 花塔 -忽ち の大し 馬盤が もだっ を 此 果敢 夫京婦 さそ 處に が た人気 れ 切 だと 15 11 0 から れた 誰だ 5 も cop 75 居ら れの役者 5 東於 0 れ して 後場內滿員 力で る な Ô 悲とし 0 オレ 碧ら 20 は 15 が る い程婚れ の三 私 4. 何い す な やら ひ思想 時 3 Ł

たな。

V.

p

どう

, ch.

大言

一種な動者に

HIT

17

11

1

ま

な心 して 心持になる 姐型 さん、 原らずか 先季を をば 0 出作 はどうも。 6 は熟めの あっ 万日日 0) は しとざ 歴史を 絲し ゎ てそつ 人是 の往来 如是 ()

> 何是必 て柔質 人込の中を先に 草" 時じ と歩いて行く。 大公 姿をば摺違ひに認め 分が さら。 查 カュ ま ĥ 今の中で 後を 0 15 濟ナ 相索 J. 納雪 カン 2 1/13 取卷 5 ま 0 立つて、 席を 後藝者 古言 世 から 「花装ち その後望 一緒に樂屋 お記は 弟で ね 子儿 -) 10 やん、兄さん 奈落 た。 菊 15 出 ł) -) 米て 駒記 八九 相等を 1,  $\sim$ 代 -C 通 は、 44 た る 0 向揚幕の方 老的花法 カミ 駒子 0 7 代と花切 優朝八 なが 來き は新 0 6 11 灯た

鏡蓝 4 0 洋服 駒代さ 200 と摩を かけ た 0 は 存せ 0) 低心 45

をよく

て。 \$3 op 山窓井さ ん。 作" あ 2L 力》 is L" う なす -)

しく見る れて 0 た 玄 祝らけ 「臨分見」 际人 25 0 せんよ。 別言 る を かと 11 也 た 旿 人だと云ふ事 -夜 73 44 こと笑 L 愛嬌 初で ~> ふ事を 0 7 け を振う 類· の事を 0 ま れ 川龍 た。 ほ 知ら 撒く -6 た の知己だと見り E 駒代は から رقى 710 瀬世 3 4 川龍 から 今は日本 ~C まり 0 ぎと 瀬は渡ら あ 為 火し 川麓 0) はま 8 0) 虚はなる オレ 駒代は 兄さ 周号 心を発 非表 ナ かを知り sp 必連 海

眠め で引受けて め て 居ね 掛<sup>か</sup> け まごまと人情 遊 do なら 0) らに 、だけ h -fal 同等 知ら だ から TI 情 法法律 事: 考於 る it ねる 柄を頼 を ぬ気を 駒は オレ 身に へて一晩や二晩の遊び位は を やららと思つ 代 0 ば あ 商品 6.t .C. 周世 た 集 身方に 20 政心 園た 告, あり 心が行 ば る。 から 間違は 承 のが で、文が上 知記 木 7 礼 L 6 I 商意 は一層類 な る L" 6. 川震い 5 حإد と自分勝手に だ ルが よが 为 から 駒代は 6 15 文だ .50 水の 11年6 \$ 世間に のは辯 だと れ 夫等婦 の人を上さの は K

んです 實は 山窟 井は駒化 瀬世 加度 納代と共に国 昨かって 夜 0 同是 じく をし 奈落 降 思意 1) な が

を閉合ひ、 分えは 地方 利日、駒代の 湯を しる 絲し れ 0) 下上 板公 al. 取言 にはい かけ /沸点 敷き 木章梯 黑衣を着た 75 を さら 初と をば原がしてついたかけ上 KE. 75 15 変を見る た出入口 た げ 瓦斯 の男家 た部を 大混雜 男き 火心 左側、鴨ないたり脈が の三畳、 0 同等 が 駒代と ŋ 綱語 障っ 红 15 居品 早早 樂等 子的 端 を 北京 片ない。 花場 與 UN ŋ あり 1) 0  $\mathcal{L}_{\mathfrak{p}}$ 男连 點 け 上に瀬 IJ 6. 3 玩た た 7 居ると、生物 爐る 150 IJ 浦上儀 川能 手でと L

な 6. も悪びれ が一人の ず 110 人いい は ti 却常 7 てう 則意 山雀水河 8 が早速 引入

ません 、其の調子には ŋ あり 。」と飲み干して英語 來たもんだから呼吸が るの が 耳な立た 何處の國 0 0 ~ とも で「難有」 つつた。 切 知し れ て仕様 れず かんべき なら

世世 私まつ たく 1 文 那の 红 カ ます すい ラ みれと 女の名見た 75 0 10

今ま L 出てゐたんだ。 5 オレ T んて 度だった。 云ふかがあ か 柳橋 3 2

付け L

た カン

力。 9

つ

た

よ。

で

な

ち

やな

か。

な

語調を強い 一藝者はまる めて、地方訛の と願答 初問 一層耳立 11 立 ぶった。 0 J. カン 知し E

なりますわ くえ、然し私女優さん 賣れなかつたら女優さん には成な つて見たら

ち

は山井と

を

見る合語

せて覺えず

微笑み

女学 V. と思ふ 優に な 1 たら きくと 魔花さんはどん 女作 くは更に臆力 な役が 心する

様等子

して

儿子

足り 10 D 1113 メ わ なんて の際 世 3 シ た 工 やう L を け \* ジ 私とい 礼 IN N な + \_ ども it き IJ こながら 0 r° 工 ねえ。 7 です 7 ッ しんわ。 0 ŀ 接: わ。 が 沏六 00 人様に裸體を見 する處が御座 T 肉結ば 0 窓の たら は着てね では ま 1. 0 才 す る 43-

が、山井はや たまら 瀬せで 川意 な は 少々煙に巻かれた體で默 は漸く重な ね るがない とよも K L L ま 0 た

す。 ばずな 切き 人にで 蘭花さん、あなたは實に つて 女優に 事。 がら力になりま 藝術の おなんなさ よす。 藝者に が彼の 僕だつて藝術 は情報 温が す ば僕も及 L はな 思想 家か ~

有品る わ 山路井 あ 歌集 井 6 の、お名前を聞 要 ぁ なた藝術 わ のは僕で L 家で 来 皆買つて持つて居ます 7 ッ 頂戴 b L 0 た それ 何答 か 7 仰問

> さら さん。 ま, 聞 + な カン ¥, 1113, 何意 かがほぞ 肝治 去 せらい 悦 V.

能如 です 極んす 1.t ど類問 よく早れて もり 7 r. 0 む る づか 時は は歌で 1 . HIS 來\* th-

煙場の のが瀬畔中家川部 かっ 井る と概念 化の顔を見費を見費をは 1 E カン 6

0

用し物、 で評判を 拟ないなさ 崎吉松 大道具で子供をだ これは以前子供芝居の時分 新富座はな けた。 ٤ 仏の紙治と 康界の 揃索 取ら 栗切り れに 定意 11 本家茶屋 四孝の 世 女形の瀬川一絲が重次郎 麒麟見と名を取つ を いいい 三葉も 時間午後 たます 0 は 14. 狐き H 承記 اند و うついこ fix. には筋は C7. 見物を喜ばす 居の木戸口 0 まり のたた 番!! 日必 る。 幕に関 時に は活動 った市山重蔵 初生日旬 は大阪役者補 は上間様 の初役 趣的 序録が

٤

た

0)

弘

0

は

とら

斯う

思な

やうに

な

佐渡屋です に笑顔を見せてい つてもよくお 3 何だし 似に 大層よく出來まし 毛沙 が と愛想 んだから ょ 、駒代 ね。 矢や張け 何先 0)

に船とお てい 品のいく綺麗な 駒 ع ちや 獨言の は瀬川君のは あ 挨拶もそこく、 やうに座を立つので、 0 同元來た奈落 方於 方がが 初役を見そく ね 兄に さん 私なおし の阿智 降っつい 祀 門母さん なっち カュ いて原 二人は渡り \$6 カン 茶花 H や大優ん 0 カン た 先生 時 下

報り

は朱金の蓋

のあ

湯存を持つて

となひ

ながら突と座を立た

つた。

男を

廊沿下か

出る。山井は

駒代と

花斯

の顔を見遣つ

もじでどうやら斯うやら結

ゐるんですよ。

は

同意に

と助代はい

は餘儀なさらに笑つ

カン

舞臺の方で拍子木が聞える。

私造 が漢事 0 だからさ。」と駒代は覺えず 南 0 なが 通道 n を 3 締動かい 振返つたが、薄暗い奈落 つな者がや、とて にきちんとし 摩を高等 7 駄だ目め 猫。 ると きな る 世上 が起き 此 1) 中学

カン 0) 音を誰 ぬら 誰就 陰に 弘 に能い って 反響する 臺が 0) 上之 一の方で ば 1) 大道具の金槌 は ま だ

場合いく は させた上恨ま さんば を出す 40 15 B 用版 の話に調子 (;) んだ よ。 全く の兄さんは れ だから 0) らと ま れほど深く ぼせ だ表向さ から なまじ だと一 思をひ う が 力 0 で付か で切つてゐるこ の通信 やうな事を云つ ŋ か あ 30 114 なれ。」と花助は事の是非に關らず相手できっと極りもしない中からが、根性 ながら、 を合き が 0 が自 B まら なつて居ながら、 さら悪物 阿母さ ij れ あ いくら 殺さ しく 0 7 せる れ 二人の さう思込 HIS のは内部 ない は 6 ると そんな事 な 別代の耳に這入る な つ いとき のが どうしようたつ やら まら 3 カン が不承知なんだつて云ふ 情なくなつちまふ。 仲は ば け 輪に てゐる を 婚女 なやさし かり 武小 な ない ま を云い 誰 あ つて -0 浮氣者だか 0 ٤, 6 今だにどうとも たも 0 B 0 で、 阿母さん 人などの 中から 姑根性 まつ 知 である。 つった 唯たの 事 内尔人 ので 7 える 気を悪く 合き いつて夢中 唯藝 を わ 駄だ ねる 式, けは y, B 日め 駒代 11 が 通言 なか 阿伊 な 癇沈れ 0 な 0

> 内を見渡り 先生 屋でも特合でも 駒は 奈な落ち いっ 4. いそべと、 兩脇に敷島をば 代は、 のに 75 生の得意とす 默差 を出ると木が這入つて丁度幕の とは全く世 いって 駅のて した。 其の後に る所であり、 共方へ気を 同家 何處 じ鶏へ ٤ 獨是 いて山井 ち は 取と ŋ いつた。 7: った場内の智氣に、 暖を 川常 れて小 まふ 井は誘 知し つた人の L 芝居で て無意 のは た 駒。 11 が りに熟 代と花り れもし 所に

## + 七 初上 日等

を

銀杏返に小粒な古 答。一人は三十も 36 鶏の丁度眞上になった東の機般 の鎧にまた一般見楽して 召に小紋の下着、半襟は淺葱鼠に一粒鹿子 重次 IL で引込む 郎皇 き から 0 cop 最厚の見物一 花装や 後姿を見送る中に、 6 ぬダイヤにブラ 4 0 羽織、批更彩 カ-は te 姿 あ るら 0 齊に 重次郎 40 がて着 の書夜 チ か痩ぎす、根下の 女に 人連の 女に ナ ちみな金紗 0 駒代のゐる の日め があり 制意

をか 憂だの 瀬せ いて自粉 II は八反 綸" 立た を 0) ナの大き袍 溶と きない。 7

け

朱耸

共言昨後 同省 0 如此 红 どう なく 花装助 しとま 0 方特 う TI 山まれ 厚き た が、 4 座浦園を敷 先生 座さ を 0 挨款 見み がっている 世 堂前なら 鏡っ そ れ

火心

で

な

さ

0

取员 山富 少き座さ 電流 花は 敷き 0 前表 むめ ん。 TS. 2 敷き 7 かい 83 46. 綱言 る なぞ、 な 然 が 3 持。し 萬法事 ょ。 って わ いざと自じ 。と駒代 す 來る 5 分が カン 小をば IJ は B ソ女房気 敷し 花法 助 まづ カン すず

瀬せで 川能 昨 夜 白を記 あ 机 を溶と Ż. V どう 指標 先を手 ま L 拭X \$3 0 泊蒙 IJ 3 6 15 が 世

どら あ do 願梅ぢ 'n な 6 75 す 歸か る D 15 de 先方で 0 ŋ ま L ですね。 主 山紫井 步 W は わ \$ ね K

譯をし れら ます ま 7 15 B た なっ H あ な ま 新橋に た 也 の役者だって カン de 時々不 弘 思し 7 ٤. は 事を な 塾だ 兎と は

> う 0 6 主 知し 7 0 れ ず 代 ま は U 6 L から te た やら に目め

駒まは 代よ自じ 旗針 五 妖艺 11 カン 6 然と話を途絶 る 6 多 0 2 う 頭公 L 總身に -6 7 と白粉 あ る こと瀬 に力瘤を入. L て鏡がいる を塗 川龍 41 を 面をを れ 红 衙! ľ ぎ ば 眺急め 譯 た カン 8 Ŋ る 0 1-中さで、一 なく 卷 心に眼 一爾等 煙を草 も、 を

瀬世刻き云い を 山井さん。是世 川龍 から 振す 6 S 経め 75 立等 衣い から ら 裳小 手で る 麗れ 小道具 非四 を 待つて、 ま を揃え を作り出さ 掛かけ 着き IJ 口名 す (" 紅だま た を 世 と桔梗の 0 5. け る 紋を 綱語 瀬 川麓 瀬世髷寺金えは 先言 は

と思いたら、 んだ 又是 いがは 絲し 5 涎をな 川龍の 6 ち き 大雅 ري 女 き 垂為 ナニ が ts 染しい 初ずの 0 0 E ち 前髪の 目め ts ほ 82 をぢ ど 10 ば つ 水等 6 繪に は 0) あ カュ つと我慢して 動代は つと 垂た 質い V 15 上之 れさう 弘 る 好上 畫け 愛かずら F. を 5 15 一を持つ 見えて ま 7 15 あ ま 岩か 7 た 7 竊 4 りに \$ ٤ ٤ カン てずしる なら 馴な 寄添 思想 目的 力》 け 人公 を 6 る。 礼 が た 任 op な 0 女形と 床当は 7 5 廻為 6 B れ る 見みた 云心惚 な美し 0 な 3 とは ٤ 0 2 12 か 込 が do بح 2 あ

を れ 0 9 る 上之 駒代 泊。 - 1= 編ご は ¥, 又更に 自也 と人知 な オレ ず オレ 間息 口《 を L ま 7 思想 .;. 任 5 何穷

立を表 事とも 0 やう 網にに は に云捨 まだ 向き無む 無頓着 廻 7 存の IJ 3 15 ż p 瀬せ なら 川鷲 0) 11 卷烟草 な 4. 草を かっ 3 118 上大だ 々し ッ 子二

たと振うの返れ を対応おを入いし日の下語つ 何色 超入 つて 其る時 \$ 丁等に 出で る て來たのに、 八口の 7 女公 挨拶 髪が が を 草言 • 切的 腹 ŋ L 駒北代 B が 下世 7 を 日の出で 先等 揃剂 は L る 田度う。 て鐵紙地の 嗅" 7 驚 25 た黒衣 L ٤ 云 被心同等 C 0 Ajs. 弟で 75 子儿 突 かい 誰 を ٤ 着等 カン

あ 先代菊 山地度、つて、 まし 度ら 如是 70 0 後妻、今の一絲が郷ないと丁寧にお随儀を 後妻、 御℃ 座さ ま す 0 其る 儀を 後 総はに は 6. 當た 御二無 る 沙古 36 汰 牛进

る

表情に乏し いなるとなっている。 6 人とい 玄 2 6 15 36 6. 半次 7 處さ る は は 0 颜立。 目的 きし E とは る 0 0 ば do T 然し綺麗 人にある 皺おも が 1 も色さ 公人 ち 82 ij 强人 程度 رم 小 白岩 L 族等 た に順 學是 TI 0 御 -واد 0) 後 父亲 綺 ば 高家 殖公 雕礼 t 6 瓜寶 ٤ 筋 15 一弦皮が大方だ。 ば 力。 ر آا なく 6 カン 手り 0)0 オレ (1) 先拿 -6 美"細点。髮

三により味みくり 相談 萬湯ん 家やを 関急野深る 請け 賣じへ 愛はが 6 4 から かっ た 2> ح が 折背食( 勢い 君家 だけ 7 を から よ ろ ts ¥6 た ば ts 處先頃日 かい 息品 出产 3 力》 K 顶雪 カン 7 体さ カン 手 今けつ あ れ 誘言 7 1) 0) 戴だ 地ち 苦勢 子里り 7 TA. 度管 を 來言 日事た 0 7 し 地面付金 儘 怪 0 12 なく 力言 カン 旦那が養者 でいで 力等 け す を 0 0 わ 旅行眼 見みよ ず のが 且完 那 11: 始他 i. " 此 H は 其き 死しがれ 今けつ 打付け 但是 放法 7 85 n 15 日かい 派法 浮なき 題於 なん 又东 == 5 ٤ it 0 3 礼 よ あ ど白髪 新富座 御一へ を持ち 開 年祭 う カン カン 12 る 75 -0 有 有 末 を 安地 質業家 į 0 7)2 カンつ 選覧 海然公 珍意意 0 + 5 月じ た。 分え 手合き ず 11 F 7 0 復上に 方は カン 旦先を 自じ そこで、現場 見なへ オレ カン 0 讎心 75 0 のお婆になった。 が 日分ば 家電 物ぎ P 30 待 \* 1) 1= 0 0 4 恥得 なま 人なり 考か安克 合きを の投資を取り 自じ 0 を 代許大語 今えるで 分が 7 رم す カン なながなが る。 能り 來《 -カン 0 た。 何落 立治 から 本の心に を 者は 萬元 ま IJ 男を会と 地でつ 0 機さか 11 る 75 南 商物 家包可加 身みつ IJ な き ع 會於

> 事を重なられれ 心であ 幸なな 君家り ばこ で、 なる 頼な築き 15 材をへ なら て、 L ريهي 71 自じ 1人是 瀬世 力是 我想 早速打明 れ 0 Ł 12 0 佐な頼み。 郎曾 川這 出出にないるというになっています。 仲生次じ 事 たや 身に ٤ を見るより 忽ま 大光大振の と居 b 大名様の と居 b はたなって何か。 を Versus p と居 b なるない。 なるない。 7 久津 間ま 君龍 は す け 7 は 方は -0 野岛 ま な れ な 輪かつ は 4. E 3. 0 け 座きり 通言 顏智 ٤ 7 \$ が 事品 た 思な 歴 受ける 助代 大き 大き 4. E 0 红 H から は 話管 でかって 賣う E 代 12 盡る書か 0 せくなやす たら ち 待等 オレ 红 見りそ 4. \$ 寸 た婆さ -6 何先 逆の物がは 7 あの 1/17 上潭 できるとう 4. 意いぼ 红 17 來てく 趣。何意 学とへ 貨物 ま 瀬せ 7 4 1 よ 返 10 L 用許と 作品 私に L. ま ~~ 有等 红 懇意 女影 オレ カン 0 さう 絲 ٤ つて ち 1 難だ 力で成ら もら 將 0 ŧ から 红 ま L 都合がム 念念に 初号役 身體 やら L な あ か。 7 7 る。 して 7 Z. オレ た 3 ریجه を 10 红 Z 3 of the Ł ま

越っと

7

40

足色 す 君龍 先手 る 7.2 3 庄岩 斯か となが、う たなりまする 少し 皮を 事 輪が力が頂きよ 15 次じに n は 女が、嬉れたう脚類 切 脈立しが 朓玄 将 红 雄营 返ってる 0 5 返允 6 世 红 3 カン 4 早期 二档 番片 梗等 間等 -6 H8 0 州ic 支 悲め 4

> かい をある。赤葉中等 用意く 次じ 春 得<sup>2</sup> 女影 カン ざ 燈き Ł 将がず 事是 のしかな 品は一堂の 0 がな 身合 俄にか ( 15 海5: 0 がレッ 場は 突然力如 毫於 始上 やう 息な 保めが カン き 喰らが 心ない 末き を はず を 別却 LI 1 to 1 楯も出っ kI. 力> -0 カュ < · # 次に る is H) 11 た 75 人是 ま を 手 3 が明め オレ 3 せたをむっ 杜蒙 知し 15 < な カン ちかんが オレ L 能 \$ 310 す 唯意 ٤ 11 えし ٤ を 眼的 p. 있장 お ば 颜智 达 以。用。山多 cilin. 力され 前光 を 幕は を 0) んで 排 次ニハ do が 真著 2) 行了 村家 はッ 明あ 五千 赤 大賞ら 能 後生い 息を ま 0 カン 148 る思想で 45 何先 1) 15 は 瀬せと は、君家中な 25 士 川産も 30 1) 領 る 义表 の一大の小で () を もはほ す機でな れ 力調

ち

0

君家を 能と 単 から 7 そ 悪く そら 20 ーノ ٤ る 意 此三 父を d. 力 を真 瀬で で 川言い 力量の 赤 火 楼 がで 敷 を PHE をし 見るて 俯急 眼心 注意 を TI る ば 0 しけ 6 カン 折台 君蒙 えし 7 20 ち 向島を سنه 術言と 更 纸 る J. "报前 付

5

二れて 20 0 3 結中宜"嬉乱 編出 存品 0 10h 10 四半逢喜 型で瀬 殺と を 場は 1= 所以 川意と て一点 一点 0 江洋中等 声でに 82 小三 r き 紋だめ

て云合語 -羽柱 ふさま 人は 点げ 人は の人目 **終取** 45-色岩 ŋ 礼 他くま が Hø 女中ででもなっない。 待京 個別以 日をひく 模的 船き 様さ 程題 甲かる 一、真珠 上也 で内と 0 大智 0 9 誰 額當 なぎの お きなダ 題に 各手に に思は ٤ を見る À۵ 潮 を入い あっ 4 0) 藤ち 0 での者ではか は 丸常 b 大路島 ィ れ 應ぎ 紫色 オレ れる処さんで た し 7 た。 ヤ た蒔繪の のかか 帝に實石入の帯留、 局の二枚襲に揃ひの はなっなっ 6. 校の II 此 たし [][ に双眼鏡 人儿 4. < -红 < 珠点 0 品於前类 ち 手で 7 ŋ あり 于柄を掛け 鏡を離と 衣え る わ op 指於 教のつつ 12 去 IJ 環門 L れ

がや 岡なた 夕瀬棚 りのは、 何處 丸まる がや 0 なが 此元 北 ガ 濟すま 前是 6 0 よ 力能 美人は突然年上 3 IJ भाग 0 面面 6. 85 7 處さる 歳さ 0) 如登 呼ぶ さん、 んだ

私だつ 位なら 無 苦勢 それ 7 何恋 75. ٤ カン 漕 わ き 出でて 付 17 る る it る 時じ オレ

K

な

る

٤

丁意

皮を

時也

分だ

食

堂だっ

は

賴世切實

段だ

日的

かい

森は

15

٤

初

0

事

とて

湖。

0

乘

川能は

一つあ

か奥庭狐 n

火製

0

宿事の

まで

大鳴祭

0

73 な

り直

K

中祭 HE

pu 提出

15 Ę 난 15 cop b 何怎 素片 Zy, 人に de g L な な 75 る 0 わっ 何先 尼 た 花花家 それ カン 気き 1= 姐您 \_\_\_ 1) さん、 75 が大髪 瀬世 な 川さん なんで 何克

出だ ね。 L し \_;. だから、私欠時になれる。 L 主 む かり駒代か 2. 7 4. お前き らな調ぎ 12 から・・・・。 門さん見た い。こと年上 L 7.1 張り な -(0 んぞされると あり رم 肺心 舌 Š き is なかがい 0 廻ら ds 0 御だるん、 銀杏返は る と確認し わ。 さまぢや到底張合んだつて云ふから なまじ しくなっ 40 なけた 力 12 " か た Zil 中心

も 鏡\*\* は b が 毫た上 b さ 重ないま 0 15 6 -t- Tu な 無"口台 郷堂は手食 け がさめ って のきょ がの 來る 手でけ げ 自然である。 である。 である。 7= 7: 負款 用き た رمه はが あ L 河东 第 0 な 5 た 7 つて花道は 何だか 10 60 再窓 東ラこりを は、二人は無声を しょすに、二人は無声 Ł 郎が落入つてし 類と小際に話 上記 が無豪の方に立 風言 から 又影 田て來る時二人 びし 向直 共 L. ふと直様 始也 り双きがん 無がれる。気が気が めた。 話に

本に中で、是は 暗影に 比些 恨えに カン TI 打言 " 地 力次は がら だら 45-ま が it - 12 沙九 腹時 VI 挨いき 0 を 振行 姐皇 か 年も J.7: を 3 こんと立て して 7 す 行過ぎる 1 m رم 0 る 仕し岡絮 行過 ٤ is 0) 0 ~ 近返には何 ばいい さん ne -11 カミ 分产 き と云か たに違訳 から 7 オレ دمهد 思想 る \$ 此 それ 自也 何先 版' 1/2 人込を幸ひ 日分に對 上光 うと遊 折货 71 5 な が d. V. を 小生意気な仕 取られた力な と力をは、 is を見み 気を 思た。造

合品 に座を 最高 丸ま " 三人 話は 古め、田人の人の沿郊を 突然銀 の女客は 1127 神と 融象

ずんだられた 駒代は 執着 す 式が力な ると た カン 如些 きんかか 44 햣 tu さん、 7 たテ 共そ ま Ł 0 党ひ 方を見る 失"。 力火の てお ブ ながら 外で の意思 をと る L 其章 駒こる へと行い 山北 代に 0 ŋ 方きへ な 花湯 先涉 から b JA -0 心力 気を取せる。 付 ŧ

る と銀杏返の力 次は さも 憎ら

後姿を見送り め 7 -}-カン と思いい 女ぶ つって ほ F. な がら鼻 ま 3 0 先で笑 ねえ。 L 聞 御門 1990名 41-

るし、 我なめた 早場く 初きの 観望ひ を 立<sup>た</sup> 0 兄さん、 云 ま 0) 7 又是 6 劒け 通信 る から 幕に 111-4 n あ る 平息 カン 來すて 真な程立れたい 分ま原物 だ .... 因是 は 頂戴の 似に 3 我儘を -6 ず 派はな 饭力. b 次し 潮世 晩さく ٤ 0 あ 第点 口多 思想 寄添 兄にさ 堅治い る 川醇 なる をきく は 女人 0 0 0 々に 似に ٤ こと つて 客か に弱く 何空 合あ 無心 わ 私花上。 恐る 0) 7 理り は B 7 75 早時 もら なっ 知し から < 潮也 40 怖にない れが又駒はいたなに腹に 川龍 れ 顔を行って 矢はり 本気を 7.5 を 引擎 を差さ V ٤

ŋ

な

が

兄さん。 に行い も一人で 川能 何在 き は 大能 ぢ 待つ do カン 私がが な H に早く 7 15 れ ح 起蓝蓝 7 0) ま ます 行い \$ つてよ。 氣章 行 ŋ か な ま 0 な が ŋ 65 が来れて で もらー 濟す びりまかったい 後を む V カン 6 ら t. 時也 時過よ。 鳥およ き。」と \$ 波家 主 私だ ŋ

おく を 5 5 があっ 力 面 瀬せい は 川能 は れ ぢ は わ 立会上京 きと た apo ٤ 扶持 ま ŋ 衣龙 身み な 松気 を 4 切ら れる を け れ して やら F. 3 3 5 程等等 ope É 女のをんな る L が

> 藝だん 5 織, 握りに を 身を反うな様子 をつ を情 け 7 駒代は 美に 0 掛かけ L 潮世 羽 川は 織 後 は 0) 0 鳥渡新派 けるがは後へ かる らび の見得 0 た手でと の芝居 だと 1) 手先に駒代と集りかく 寄り <u>\_</u> 虚さ B de 0 る あ 3 手でや 意地地 17 15 を

其きぢ た たをと IH 0) 4 ま 0 よ人換へ 6 三重廻と帽子 7 ね くすを、 え。 沙 き つと け 丁巻を持る 動代 待 つ って は \$6 腹 2 穏で で 5 たに 廊。載の

下办

步

最を誘ひいる。 から巧いる。 ないない。 入い撫をられ 摩え 氣きつ ので 無也才 らず 川龍一 れ 理りの は抱車なんでるま た から さら す た玩具 手で 晚整 で あ な 頭公 オレ る。 玄 5 駒量 この方は 私が Z 調子 を 初日 ま 15 田だ は ^ を買って買は はめた金時計を 後程。 0 潮世 3 6. 知し 0 引受け **眼**景 れて れると、 10 の夜に二場所掛 こ同様、 話法 11 駒代に い込まれる。 宝をなかみ 唯たなも オレ 3 な ま 然かし 4. る 中で子でまれた。 男 門を出てする Po 15 は 見み 答をひ た枯き **哈**為 後 とは れア 0 潮也 持めた 持前 川麓 いちと 0 何先 知し は ると 0 7 05 村 ほ なる 學 位 女將が猫を 慰め 梗意 す で 初后 我沿 L 4 カン を 浮氣 他の女將 だ \$ 1) do よ 15 後き 急がある 7 と思想 ま カン 記む から ŋ \$ 15 を 0) あ 瀬は

> 歌き先 内とれ 那たに 輪か さを空想するれと、いろろ 門の門へ着 B なんぞ 排地 好弯 VI 别認 素人も 礼 Ĺ た後も 心之 州汽 もないとして 4. 3 同様と 11 瀬\* さ 歸ら 間ま 明をま ば 用言 なら 行。開き は なく 、真女を立た でて な 築され 5 4. 新营 た等 後型は は 郡 |周ま 川一節 循更に ぼ 0 野と 4. 首尾 突き de 越c 我記 た次第二 0 ~ 丸部で のれ カシ る 川意 た久 0) 0 となった 敷き 面智 H." を

車を並まが、待ち 82 15 5 82 0 杉 供籍 駒代は やう 20) 量い 20 其 6 -0 は 0 して 15 よ 0) れ まん 感に ٤ た 宜\* 急 20 7., 6 春品 車もま が そ 人先引 1) 1 る 0) 200 た狭い 問意を、 T: 到を中る 帳場は 呼ば 農のう 銀完 に私が 車台 商務省の方へ出 0 四 五. ち ま 36 代は つついて生 電が .0 力》 臺道 歩いて りと を をふ 掛け b 15 も姿を見ら 出 三七 7 ば 來す 自動き門を カュ is ij れ

Neな~ 何笠に 物方 なら 世 82 きが 影亦 3 カン と思想 夏なっ H は ٠١٠. ほど 1) 12,5 ٤ -) なく 妙に暖く た初冬の夜は しい 駒代 た道智 は 0 の上に横に 初は 毛け 地ち 撫 6 るさま 微風なかせ (1)

は

0

当らり 統計が出 と見ら して、茶真が に励る く片輪車の絞り 町平野屋 なる處を女形と云ふ の端に た。きゆつと後手に総上げ ٤ ~ 如影源 か水に紅葉 の品 から であら の二字を赤絲で は あ 幅狭く まづ たり と見せた長、神、鷗永に えり う。素人なら 長門筒古渡 0) だけ 好污 立たて 2 圓紅 却から の説と気しい。 経は けながら坐り に獨鈷の唐編 しよい思付 の絡がに ば随分 つう。横坐れ せたは 6

細いれたかの かく 駒 無造作に取って腰 砂制の ま た 人形手企革のかます、 つて れぢ 細工を見せた長手 3 鳥波行って うと 困 る 返って なア。 羽は來る 來る 織を 銀の貯籠に金で 0 金具 力 中 取上 は誰の作 つて 時" į, s 間如 40, 7 臭くか カン

じれ 駒代は 無緒額 に火箸を突き の材料 ま だぬ が な がら ず 火ひ 俯き 鉢 向も 0 灰岩 L. た烟草入を

5

す

た技学

田产

して

\_\_

L

ts

が

E

獨言のないとと

ریم

服ぎ

と食品 H 0 1:3 いの銚子を取り -) 絲は てます。 早はく 今はも しとすげ ŋ カン 溢れる 其る 0 あ 光沙 ħ 0 から 手を なく 程置 るい 親なか カン 云小 瑜 0 IJ 0 すなない。 15 たが 0 時がかか 突つ -)

最高 久振で此方へ 品具 0 お客だよ、 なる 大震 1005 Ø . 6 36 容性 だ。 袖でき 緒に出て 2 から 今次度

見えて 早かったら と対す 敷き へそん 男はわざと急が ٤ 知ち ちてそれ んま ŋ 敷だなんて、私ア決して疑 10 云红切 なら ま B 此方はさす 川能 ŋ 樂屋でさら云つて せんよ。 動代は云切らい 不承知 だと思って・・・・。」よくく なら、 れ は つてるいや有り ぢや、どうし れず、催に < 兄によった。 です でい と場面に出て 82 が 風を見せ ににそん けれどもさ、 ても ぬ中に摩 > ケ たくせに。 ず 不承知 なら 石 相手の様子 はら チ ま 2 7 る 世 と前き るんで をくも /ツて現在は 眼め -) お 行で を拭き 随分兄さん から今夜 弘 15 急は外気 IJ 様子が んだね。不承 か腰に ٠٤. 6 日常 ¥, なさる せた。 ば かりだ。」 何答 山 へ牧め 一お座さん 力。 6 0 Ŀ 親から っなと ŋ F P 36 ، زیر が 座さ ٤ あ あ

J. 1.3 を 「お前さんどうに、 7 7 1. 、それで たんだかられ、私 先樣。 た いいい をし 拓东 が 行く お前さんも大事な < に思る恨もなく れば なと云へば行 の方も 其 n -( カン なる譯だ。 んだ。」と 岡东 ts さ ij まで を 烟雪 す 0 L 事是 IJ

> 外は女をなった。方は カン 用譜 から是非どらか行 な は さらなるも 色岩の 分級優に いませる B から 勝些 なっ 手 0 15 は 馴な つて下さいと は惚れた弱 れて ると とうに ある瀬 見る 風ぎ 扩 0 より あ 3 1)

ぶってひか 應っ代よやでにう 心な質の 事と、 た感にはな の。実施を 拗で ŋ ij 初度め Z 0) 7 る。 て此方から優しく仕掛けれ 行的 は梅曆の米八仇吉の 片かた 0 駒 れ 主 れ HE 出電 よし が 代 11 70. 刻 15 川來次第、 の上半年一 處は少 瀬<sup>世</sup> 川窟 到底 红 是世 末は女房に背負込 L 0 ま 礼 での事と 义式は 义女の どう 非也 力。 ば たい、今では 女と 年契の 此方 なくとも唯この上除 は 相 ち な 此方も我儘 撲 先の L なり 駒記代 方が何でも もら つても今夜は放 んと れも 年記と 虚に放棄 光済ま 其る メにな は しとは手を t 飽き 場 なら の條を見て知 まで承知 大分借金 が來て 繋って た ~ 0 一ぱい無理に に處で、こと ま 位 は 彼でも なけ いくら ば カ クラ意気地 ち 人人 明朝 る。 何か すぐころ L たり り深く ろらら C 12 X. T 変想づ 放すま いて ば t, るまでもな オレ るる上に、 振切 る には ま なるま と思ふも 6 北京 りとなる かつて いと執らる 派: 70 3 3 でも 0 田。

無心

TS

60

<

**昨**9

夜~

火

カン 5 前代 ね 0) かり 7911 川湾 3 駒代 如 3 Ł

庭には故を聲え 加 語には二字何 周急 け、 外を 办 ば 生 2 173 間さ 7 何先 0 カン 脈 か 來くる 元來 の事を B 6 を 分だ 女將 知し な 3 10 春 れ た道を 駒電 \$L N رجو τ. 林! 国意だ 電話 をし --7 が オレ 代 さん たとて、 氣 人为 居品 L op 分影 車岩 11 力。 今晚 差記 る 11 E C から Z. 丁点 丁度來 話 支 111 5 5 何穷 カン 8d 数 城市 別ご 居る が はしな と答 は る カン 0 N -が ナニ な が 掛 叫卖 短に 氣き 11 ريني カン 1 Z 4. 130 笑"唯真 又表 5 カン 0 77 1 待ち 開正な 角ない 久くら 1 L な IJ 津 事 \$6 から Ł 0) 45 何常家 から遺 ただら 春に 事是 座さ 駒 敷い 11 代 11 慕書 0) 八つてし 戻と 0 4. な 後是 た it n 兄に 2 VI な 0 ば 地 覺点 fi's 事情が 答 さん 戸とか it ž た 15 分えれ 走世 欠中 駒電 力:

島か

ag. Ŋ

0

口表 Ã. 川龍 0) ま 0 6 -} -石 a 島渡地 摩だけ 此方 で オレ Yto か 1) ち 吏 0 か が 世 此等 瀬せ 刑費 久 は 津 脏冷之, あ を 電気 家や

を

やみくしはら 待地笔 1/15 中の呼ばるのは、 が が ね 迎 代於 n 5 癇 って をく 始末 is

ためまでも立たにも 事是 直流 んな 好い加か ij ま Da Int. す 智りは す IJ 减力 電話 立って今度は 7,7 返事 カン 力: L. 時也 待 75 あ を た 3 が 計성 ŋ 大智 此与方 Ł かい 0) X 76 は 大変なと び 82 力。 宅 ららに ٤ 官 事にい た後の ٤ 0 潮せ 0 名な 時 哲は 唯ないよ 0 川鷲 8 <. 乗の を 駒 か < 打乳出 問意 時 0 よ 学 欠节 待なへ 化 返 137 張 來《 tis 3 的樂 L 部 排" 7 I'm's 御二 る 1/L 地ち TE'S - }= 座さ 0 0 ち た 15 ŧ 33 Ł 申意 が 1) 駒ま 丈 主 义素 往交 L 7 代 け 41 築等地 L 150 V 其樣 7 は K 居を ま

さら is る 15 0 8 主 出で云い 声だな よう -) 瀬世家美 お B 用質 H た。 CA 35年 < 思され な ساج が 兎ょ 称化 1) 0 ば 待 B なら から 5 か社 角な 行党 0 カン 牧意 丈せ 桃 ts 門急な - | -方 酔き は Ł 0 y, 0) V . 1t 扉をは 漢 U 低了 立浩 時 れ お (j がを 女中のお牧 牧 7 洋電視 獨言 僕 < 7 0) た で ع 全きく 周一 l) 側言 20 ぢ 4 章や も 駒代さ ざと 周章 寄 男を 不 行合の 育 大点 たてい 1) は 明 突然 分階 3 力》 然でいたら 7 寸 な 門名 が 門为 つ 來 7 を 7 11 来 氣音 閉上

> 程でく 僕だよ 山龍井 制分は 日常 奎 む ME 32 井 ぎ 贩害 拾す から 生为 生憎な 上意 Lil. 7 E 1) 断り UMIT 4.

格別す 気きあ 記章 田だ歌かぶ 校上出 0 L 0) 0) 礼 5 大なは IJ 部也 文を対したま 川龍二 實施 事是 舞"見み オレ 0) 82 本き 伎き 出汽 6 でい オレ 5 d. す 座 して L 2 れ たご を +3 Š れ 当 HS 度さ 尼金 17 す は 7 一当た 舞兵 J. 6. y, 7 た 湯りし 花装 たの事 腹為 芒 か 0 7 演 通 屋や 10 演員村屋 段生程と な ₹3 40 ٤ 家 独! 75 好学 保治な 4. なら た記す Ł 0 \$L は 都新 B 7 新橋中 0 かい 社 駒 元を者が大 で保 ば 仲間 0) 藝者 监 -6 賴世 ば 0 0) 10 際は 狂き なた あ 行き 刑等 Ho 艶に 南京 孙 から 茶まるが屋やが 名 Z 獨之 1) 此 西沙 へを横き 土人形 れ が だ HE 多Eや This " 打衛今 カミ 更意 名妓 111.0 修 る 雏 き 深》 カン 乳 ってば 和に数べ ME'S 取 不 ŧ も IJ III 珍兰 心员 忠し 125 部 不 74 东 IJ 芝品 議者 櫻 明常 狂 あ 廿 4× 助記 **输及** 待共 b ち の保は IJ in it H THE ريمه 5 彻上 ち オレ 匠と今に を は、秋季 樹之一 居っれ 明ち 知し HE 然は振り夜ゃら ば 力二

大芸芸 なる 候の心では、地で さら く新 忘存 5 3. K な通信 省の は全く は 中 階か 川風が世 れ 0 0 7 草丛 寂儿 # 思想 よう 内 0 \$L 臥 を (2) 建物 來る 出でて ま 0 は 廻為 れ が 疑さ 機音 遊旅 影かけ 连八 ŋ とて言 深かけ 朋だ n 7 n 7 UN3 --- 24 を見る 駒代 がざは た人家 夜深 間ま 場は 車なが 3 丹か が -所让 0) L な が 哪德 又たそ n, た 側在廻門 残れ は れ あ は 人公 0 が 中なかまみ 拍為子 不言 書祭問 L わ 步 送的 た 0 路り 別なは 真な 屋や根、 女的 向烹 啊 IJ 0 B 往 也 九 濃の迎紫 野暗の 暗い 橋 邊分 月音 夜色 た時等 ----5 そろ 方 來き ER 初き帯に 0) 後 TI U な 日号と (2) 0) 3 横町か 方 河岸に流 待德 0 往 な 光かけり 共情に 0 る **基**计 だの 來的 カト \$ ケ ボラナ Vt 事を が 0) 夜玄 0) 夜に 先 者と チ 。澄季 身に 袂を 嬉れ 0) のわ に廣大な農商 自じ 植込越 提竹 人といる K 0 から 3 1) 72 思意 九 横町 t 動生 車 氣 街に 似 を . . 75. 出。 V 程度 度に 流源 F 7 明なり から 思をなる が む 渡ます 如是日本 印書にならば मिह 吹小 20 世 L 秋潭 -} るる。 軈た 観念さ 服がなった。 狭さ 2 72 な き わ 風空 る 霧り 行 通常 力。 る 時 程度

增益後等 III te よく な 0 Ti やら 2 氣雪 17 2 何是可喜 カく B んで よく承に、 中族に は カン 7= 施心 が落ち 20 泣なら 7=0 3 處 行 今け 遠信 我就 理り 3 73 思想 4. れ 1 ٤ る Ha 四二 月日 月克 那<sup>在</sup> ず -駒代は が 7 力》 事是 VI 3. 知 角" 一次を 田祭り が 直徑 the state of 生 妨ぎ 兩 から さま 110 度。 购货 购货 代 Hi.e 叫空 を 3 を送り 付級し 初き 0) ずり ま げ 北京 を左がり 來 外景 失か 誰に泣な 1) 吏 3 -る 6 75 高薪 步為 20 時後し 泣作 人な る -> 7.2 1 L 3 3 れ d, 都當 护生品等 る 人びと 光 い気質ら がれる **W**C た ま 付 41 ずい 65 40 0 た 15 がかか Ł 折 7 0) 話は き 11 る ٤ 場上づ 0) 1 押 0 6 來 C. 笑意 合む で が -6 7= \$ 何言 指て 1L た 2 だけ る 時等思想 が 話はの 耳がに 15 は 0 0) ま J. 何德 4 0) な 私 な 早以 っと 小此 自じ L 事 婚せ な は IJ カ 泣言 た 6. 者是 押になる 共気場は 2 7 真暗 分 處さい 駒代 を 通ぎ 0 人に ま かい は 4 U C L る 0 113 人至 其章 直管 妙等 やら な 事 ま よ な あ 0 7 後官 氣 1 人元 は 思案に 自巴 L L な 首条の V る 主 露ろ は 0) () \$ 人な 場に 地艺 1: 72 た 承是 智等 辦心 を 25 す 大意 分范 1." 11 1) 4. v. 年劳 40 知常 慣品 ば 後に 突込 な 次に第二 なる V 75 む 7 分 Jy. 課得々く 1: ٤ を見れるな 餘 が もないとは 跨場が 中山 醉" L. カン いとの ریمی カン 0 电 な ij 3 き

駒 t 自己長統副等福品 ナニ 來さ たく 11 た 11 不 路 0) 闘さ 此方 地方 0 カン ri'c 袖る 4 0) 間變 を 分差暗言 知し 兄芸 礼 11 3 絞いる 脚は程度 ٤ L 沙龙 雅色 \$0 思言 # 揃え 沙龙 L 71 去 ま 更言 申夏 ば K 何先 悲欢 生主 力》 IJ れ

h

15

呼上

ば

れ

宜會

春い

座さ

敷与

夢り

-0

は

ナニ

か

孤言

0 た

0

な 0)

6 杉

かい

間が足を映りため、日本の一方では、 合作 越 屋也 か 4)-0) わ 兄にさ A かい 家が is お 摩克車等神光 人は流流 立等 序言 方は 0) 82 から 軒等 砂艺 が 贩与 子、 駒山 き Ł 駒。 下岩 の解外 を な た 步高 代 あり 10 1 き 11 ŋ げ 0) L1" 2 2 7 カン 113 覺望け i j . を オレ L た 駒代は は 得ず 81 が き 经 者 رم 7 5 說 Z -3-1) 地"耳" 16 聞言 Ł IJ Wit. 許. the 步 な 香 立管 知 < is を 大岩 \*

110 たし 何也 處 力。 10 衍 演生 関利屋さん たん 兄にさ i 4. まり

如雪 んに L L 75 局力 さん カ。 疑さ 1 海里 11 te 渡 ち 村 が ريمد -رمهد 厅 \$L 私が た 赌 L 電流 110 L 73 2 约章 屯 だ 演生 رهد 17 を カ、 村方 人一人一人 たら カ・ 序 1, 私学 视 私な まり 兄告 1/2 0 3 私社 方等 L ん 明常 が を 1.17 北 默全 駒代 绝广 老 代掛 加堂 Bin 1 来 然 代

凑

家中

力質

次は

新橋

0

茶屋

上々 々 製坊

知りの

入法

何完

٤

かず

清洁 を 間蒙

驷清 初时

君家

能う 7

利り

益等

0)

あ

る

同為

75

觀

を

7

治 前党

(水)

質美家

株

村中

7

以 败

分が

落を戴な よ 兄に 3 君龍 ほ は 女心の習っ 七章 終見 光捨て 决: で でなっ

他と一点 自し他だ らに にな た資量を測して 龍りが 0 どう 住事 は 居也 濟學 ŋ 13 5 0 塗む 11 関係者で 其夜 隱居所 10 る 質じっ 其を 家 君 宅 す (2) 0 女にように 其方は 玄 は 6 資産を 0 0 瀬せ 家に 男衆 川麓 甘る 可以を取り る 0 行 は あ 4. カン 表於 る 3 0 な 10 事是 向門札 綱語 用き 沙上 以い b オレ 15 丸意 居る 前光 事 な 話げにい 晚步 る 奥が車を から 安 あ 女宅で 0 そ出だ 役物 動き 新地 る で、築場ち 晚三 0 す B 0 め 熊金の あ 3 其る 君意ぬ は

仲笠 芝居 居る 頼言出でを 向も頼ち は みっ 母的 思込 がて 織に事じ 處さ 思想 何莲 返了 0 心禮に 分光 お Ł 学は 帝三國 為ため 間影 君家 原場や 何だが 風言 能 君龍 (2) K わ 二人はな 方は さて な で答れ 市村家 をば 置心 \$ は忽連立 下上 よろ 座 3 濱崎 石意り 13 母は 可信が 置 0 方き財産を かず ٤

> 0 ょ cy な 験さ 0 種は 金 ば 絶た す 張 1)

# 朝電 風二 呂る

心言の特別 高い天井の神と諸共変に 壁な竪な 新聞記 方等補意だけ機能 さう 付き 月芒 主人吳山老人。 3. は 玄 着會 0 ょ を る 午気 だ 明恋 横ら ず 禁場かけ 一月が 幅は 明坊 1) 20 (2) 行品 持好が 島び 角が、海 人と (J. 1+ 者品 朓 き ... れ 0 て這人 检り な 82 -{-吳山 の知り 新湯湯 湯が一時で 阳之 步上 なく日の 呪い もには 廣 體裁 居为受货 11 す 老人思ふ V に暖まれた 言党 IJ 海? 寄よ取ら ज्ड 0 た ア 収り窓り 立方 中なっとで 阿克克 阿克克 店世 n 15 1 170 にく 大事さ なし 水さた 0 一でとり 切 をぞろ 似上 1) カン ま 拔山 废 見る is だ た縮額 込んで 63 PLI 、と遠急 X. わ 必治客 ま け は版 骨也? 耐性ふ -1-7 0 から る 子戸と 面高 がら 番 治 12 かなる 力> 物高 1) る 生 京 物等 0 色は多く 15 ·F な解を眺ま を l) .兵~ 杉 ※ 途上 0 L 克二 流至 伸? 絕在 ٤ 召管 (2) ž 帮公 82 di き t-L 表なる 0 Ha 尾老 の一つ小質筋建 様子 のできる。 のなり 花花がいか TI 元 3 るといる 孙前 ながく 17 が ょ Ho 放法限的 織 ŋ 0 き 目め リ

游 4. 上京 る 激音を 見るて 此片 0

技 物 。 て遺れい ŋ 兼 玄 11 る 7 様等形式 - 吳二 4I わ 無道 が 作に 3 常付け ち 書出 Ł 拉克 風雪 過す

初上 -1-2 振ぶり 今是废 だが 常 7 あ L 嫌言 うたち 利きけ 0 8 カン 手の 111 かい らす V C 1) 何语 7 成語 茶是 あ 為た彼ぁ 14 た X. 家もの 家や 窓し 無 欠仲 新 つて 俄 D Fi. 0) 盡? 忽かのか Ť 吳= なく 家包 カン 風ふ 6 4. 方かと 国るん 前 111-4 IJ 々 前 かと が を 手を廻り 老人 話わ 絲 店發 唯一何先 桶等 職当 ま 湯 किंदु 11: 新橋中 瓜 1 を は 6 ぢ 3 は は心付を惜し 刊程 借沙 以 4 6 身 I. 舊は 振 とな は L 50 錢 選だ 1) L 神が 湯言 ful" てよい 代於 面允 ま 市道 き 0) 知し 别意 順是 處 L をこ が選び な親き が に海家の L 6 -1-1 de カン 夜さ 道言 82 I, l 出下 ぎ ば 好过 動言 人を Min 12 政治 な 7 8 L 年兴 (2) (2) 0 ね 當地 和公 家 抱か . Kr 吳.-胸裏 其さ がした ٤ 步 便利 事を が 成市 此 0 水博屋 とやら 义主 11 人 感情 別に怨 様づけ 75 發展 IJ 間章 目的 田田田 有あ 大語利き 科儿

品物まで見てない。 初日二日月には見られるというないないというかかる 來る。二人の 0 如の名を襲ぐ 資村屋太夫さん江と 誰にも やら つて 40 2 る 日日の 弘 るる れば廊 從大 頃% 抱五人の名を縫 0 入ついきの も一人として君龍の姿を見な つて から 易 た其等の ると、 なく濱村屋の太夫は來年の 下樂屋にあらざ 中幕二十 大婦約束は以前君龍が藝者になれたやうな事を云出すものも 折り 6, れ 婆は初日以來毎日々々機敷に 1 お前さんも は新橋から見物に 現坑に 必ず見掛け の為め の興行は できてゐたの れなかつた立派な緞帳幕、 7 四 つたのが何 さんを 凌家の力次を う取かはされ 孝の時に引下される あつた。 いつか は噂 力。 れば 5 女房に れるといふ事と、 もう する でも 産う 中日近くな もよと か食堂、劇 んで 春先代菊 の四日日 た結婚 中さ 筆頭に 傳記 す た独中 B る 行ら 0 Hie る 出 ٤ は 其を 0 が de か

h, るぜ。 代はは 便利な口質 む。 カン te 原給 は二人の間に 75 12 6 否な に怨まれ 30 HI-E 1) ば ほ は男の薄情を ある。 駄を駒を ts かい カン 間以 前点 んとに 事で 承北京知 もつれるほど君龍との情交は激に それに引替へ 或日二人はかの久津輪と云ふ待合 何德 だと覺悟し さんこそさぞ ち 0 かと云ふとす や事ら僕達は結婚 L 泣な いて 一個でに 實とし 御部氣 行的 ないま カ> 8 れ 11 と然んで泣く。 にさらと思ひ この す 7 をさ 毒さま 君気りち 此の いの 度と ムについ持て る た。 聞き 御迷 及も事論さ 験が果 0 でくと共 の験を申し で、 の方は新手 が 0 、結合が 辛ら 恐でせう。 6 駒 -}-計め するんだつ して 10 代との 男の方は 方だで 0 れ 12 評明 事實で 青い 手 7 す の勢何一 にし 譯してもなか 遊覧と して逃足を踏 は 間蒙 相於 L 此 た。 て言 逢あ 上之 15 が d. き ŧ あ 3 弘 つたの 0 0 4 5 度なり 主 た 自じ -) 0 4 て " ば te カ れ 分流 4.

1=

が

ですからさ。 から評 何芒 あ 處 B J. 判に 行 か 私 机 7 0 p 私た は i ま が ま な 迷常 ことに 恐なんです。 ち や、當分 g 兄员 な たさん かっ to に御お 前共 何意 3 ひた 氣き 2

るやう

思

0

連れない

中も

れ

10 事是 4.

ょ から

7 市,

て初めてどう

は

何先

ま

n

き

早得

最後の

の下にも

至極

尤

もらしく

1

のは時日 際は誰

0

浮う

た瞭が今日の

結ら 過

> るやう N 15 1 毒ぎ 私為 わ だと が 折ぎ 此言 だつたら できた類め ガち から 駒 代さんと云ふ方 つさら 私 は £ 31 ほ んとに その方の る 申 45, でけ あ か どう なさる あり IJ 0) 主 カン 玄 47

台が

點元

から

から

6

から何気 旦那が出來て をし だと云つてやったよ さんはそれ ツてき とらだって、 なつてゐたんだとさ。 お前さ 駒記 あ よ。 たん る さん 0) いた る ¥ 彼加 現だにそ んだ だ L た 義者衆 ルが力次さ ツて 7 の話 0) さら 全さ 身詩 ٤ ね。 聞き 0 は だだ 事を 不 カン が を お 禁句 3 · i. オレ 0 評 力次さり 力次さ の家に れた 判だん 0 ると 7 3 だ で, N よ。 面汽 た 2 t ようお前さんは其中にゐた時分夫婦約束 私とはず 倒らくる たさら んに 駒。 んもな 6 だが Ľ 真實 時じ 3 不思 すると力を だ。 別物 カン カン 人人が っつと以前 か虚言か れ 議 僕 TI 南

どら か どうし きり まし 逢も な カコ

知し

is

たんで がし 15 不 わ ね。 兄さん。 12 え。 **全** 7 こんな 昨常日 个时 115 成な 0 てしま سع 5 Ts 報等

からどう

をぶつて

其の通

7

の間にはい

カン

1)

でなく

全身の

一般地方で

な肉襦袢を着て

٤

(徐

み入るの 女を だ もち 話だを 京橋中 乘 なく、 4 知心 徹に塗っ 6 だけで 11 んな女だい。 J. た石砂 读 12 いれた。 なえ位に 0) 限にし Ų, 7

たん だと 0 なら、 は H な 後で 数 な 1 0 評判になって、忽ちの 變 は ま や幸さんに、 石董, ア おそろ や置け 額に 度び から かり 事見たく Ĺ つく V ち 好心 ねえ利口な女さの 髪なま & 东 40 なんぞとぶい んだ。 ŋ ァ の持さ。 なる ね 中に賣出 をする強者 彼き ねえ。 労力 は、ち ħĵ なっ L B

をす 體を見る んで んだ なが、神経 ち 體どんな事をす ゼ や違源 の院 な 120 カン ないが、雨 ŋ 西洋の 一口に云へ した事ア 谷よ しよぼ見たいへ下等 10 唯意 やさう \$6 西だって 御室 を座り た話 頭き で 裸装 な 3

云ふ事を思る 大層な事をはせちや切り さら 信合 かられ、 J: 流岁 がよく分ら だ。 像す 問題 兎とに 見える の紳士 が 起むる 角新 此気ア 一に美術 切言 ないい 様に 82 立た カン 0 ね L って からだ。 は要するに日本人には え 质等 い女とかぶふ気で てるさら 何的修養をさい 百岁 P 心に違い ŋ かり苦情 質に数は、 始 をかぶるんだとさ 80 ない。 たんだと言つてる 。毎年文展で裸體い。現にお座敷でい。現にお座敷で べでい 為め 4. 事記だ 裸的 理り宿ら 必美で かう カュ をい is

馬鹿々々し 兎に角僕 毎点に 振 お約束の三 出りで掛け B 髪なな シーツ美 いち たつて來 の市子と吳山。 t " 天術的 現象 四書 ツも 的修養をしに行からや現はれたもんだな。 お دمهد あ る な だつて云小事 とっさっ 何だも 40 ぢ 2 だ

生のなった。 一人は、果然 とはち 此方は 見も今年 がた 此言 は息屋の た体の 十二 6. 背原 れ 馬馬 胞か 七年 10 此始末 省の 流 HE 愚 挺" ち ریمی 品 た色岩 11:1 欠· 樣等 潔し 所で " 張っと教 13 IJ 4.

> 方を見計 物もいは に親子を見くら と見る ねば悪戦 福息 82 P な 17 が たやう +}-明ら にぼん 6. カン رحود 紀 1] IJ 82

とう なえ、気はい 事を や成な Zigle, だ からよ のや今だには -) たら 社 % え管 くそんなことを 魚河岸 あり だよ。 だ 、 鰻も 有い 鰻屋をすると欠張 現に私き 红 大元· んな不 \* が、そ 具で れ 失號 變別 け から 75 任

t,

12 1

L 「流次郎さんと云 た V. たッけ 北 どち

私なわれ 思なび るとい E 明かれる 6. を ふり رمهد った 0 きき は いた時に رم 体だが、そこは血 40 て上海 話点 121 IJ حوب れ なりま ばして見よ 何で を分け J. 4 所 近常 公園 ん。三年前 1913 0 た親語 館に 様子 が酒屋に 屋や たさぐ

と見みれた。 ふむ。 とても ア IJ 近党 意見をし 身になり 人い ねえも 154 1) のならと ち げ ~ L 思まえな 利息 社 カン L ŋ 事 矢張 なまじ た 12

K 組分な 75 ぞない れが 何连 合品 って に鼻は 利談をば ば テルトの影 腹性 ま け 働きやら、 と直ぐに演舌口調で たくて成ら 株式會社の B P からが氣に入らず、 血の總會かなんぞの 會は報告だ 家の真に な 體 いつ 独 辯じ立て 0 家の の風を見れば い時分の考への洒落生分、 0 世話人に 亭。主 何效 だ p 2 Ł

7

気きの 向為 ŋ か 席亭の 老人が欠何 12 とが か、或は氣がついてゐて が成功の秘 方は は 脳み あ 12 訣 1110 来はず と上手に 8 なが 9 ٤ 6 に出て行く \$6 8 0 生返事 押しの 休字 業 -6 す 8

微み

の方で

は

それ

IE

E

嫌言

は

れて

75

E

は

こと老人は 福祉 U 湯槽 TS 此 年だに 恐人 0 流流 中家 HE L な た日に 经力 つてあ رمه L 出たく カン cop 17 ばら 100 は迷常 ら骨の出た横腹 によいのits 出。 から 御だれる

は

んで 上語 < なり 近京 7 寶家 0) 7 から はま その が掛ら 先生、 ま 7 質らは 私 4 四邊を見る & 3 其中御 か寄 そが 席世 処 和談 L は 4. 淋瓷

近

8

0

IJ

ねる

L

私だつ

もら

->

ア御ご

**発**於

を蒙む

n

家記

文

た

御

15%

な

0)

かい

關

え、何て

120

ると云

0

り取と導力

7

州市

11

礼

心是 元的 10 よ IJ 男と き 番ぎの 2 湯に 0,5 は二人 10 は姿き 女艺 湯は 服為 鏡 ٤

士,

地:

自然を関する。 名前主、 は新橋中で 結ら り自分一人 りに毒に、 つて あるが、然し其の代に好 却でっ 趣え が明さらと 7  $\succeq$ なまじ より カコ 0 る 30 it のかかった 面於等 何笼 3 ない 中では一 ili; 人い 資家なからや ので、 古京 观范問一 4 C ・善人である がつて口を 徐程 楽にも は 0 世話人の数に あり Is 園の世話人ない は組合中で いんだが、 情力 カン 7 ij 資家は なおき やら ま んです ま ٤ 371.5 なら を出さ だと考へて Alico 15 の事も土地 自じ 極く ない 出 L へ自分だ 分がの 意 5 で段々く 席亭の 是非公 E ようと 地方 人い れる古書 0 斯" 話<sup>b</sup> れ 淡泊 人 ス々に れ 西三寸で しとそろ の勢力を 物を 地 の方をお休 7 いふ下心。 知し 人名 0) L ッ 6 るの 然と 30 649 れてゐる 拼言 力 看 0 板尾花 板 4 Ts. 爭 不少 で通信 張は 2 吏 云心 は ひ れ よく るには C 30 例だ 4 み 吳元 をさ まる つて 其言な と知し い事を つま 業を B 家 0 -演 知し 0 貨品

十年完善 人とて 内含人 取別は 新光な 極端上 手に 幸舎さん て書情を云ふ 足能に 病氣 た が。 浴客の いる。 1:1 話はの 古学 を一背で其る演绎 なし 7 なの一人はく 中変 たなつ 組合 ~ }~ やらい 時間だ。 1112 - ) 髪な 程がに入 Ü 前光 L の男妾同様 一緒の亭市は の事で 然話 もさら 5 土地で金満家と 流 後、市 他の一人に がて 学問 金倉線 兎と 1 of the \* I: ヹ゚゚゚゚゚゚゚゚゚ 作家は 分。 の配着 オレ 何: 対家と、こ の事品 お恋く 男の 地 有 相前人 1 いづ 名譽に 挨点 見の かい 会な評判の 老 か。 がさ 料料理り なり オレ 舊は は L 持 ij 树 市等 知出 足官 脚立 は活動寫真 オレ L. ながら湯槽 たやう 7 Li 親島 地 人 持 女

の光げ

042 8 抱

4733 一月もたち

た途と よ。新存座からですつて。 1 常話が 何か受答をしてゐたが ちゃん、 鳴り出 世話がないから。 官春さん 花装 い助は進み寄つて (2) \$0. 」とない 鳥渡待 かみさん

せら。 を切つ のよ。 らひそく 陽代は電話ロへ川て、「あら、さらです 中譚がありません。 ほんとに つと取込み れで今まで電話を掛け 暫く 中澤がないわ。 質らは、 左続ならと電話 如きん 3 8 カゝ ルが病気な な みさん、 か、何気 いんで

私やすつかり忘れ は新富 てゐたよ。 の千秋樂だった お前さん、行 ね かな

11 私もう断つてやつたわ。何ほ れば出て ね。 行く 素人家ちやある 的賣ぢゃない は何でも ま 10

よ。如さんも人分前にをさ 中は とに息渡顔だけ な いでよ。 御見舞に來る人 構なは ない 0

男

0

(1)

は

亦

物。事

を悪い方にばつか

Ŋ

ま

Ŋ

やら衣紋

for f

とたく

がら、い代は人気の

方片が より に手売く い銀杏返 して船な事を見たりい もの張合があり 先の中はの中は 行かなく か、私な はまだお湯にも行 見たやうなら、 格別が の真中を指で摘んで、 こと助代はまだそれ \$ 、つちや悪 暦もら かし ない れ 情やし 何處 it つたさらに頭を振 机 い事を聞 アどんな無理をして へも行か なまじ 何しろ先が先だ わざと毀すやら た " いたりする 为2 いでゐる もこんな **動陰** を川だ

引ン剝い らが何だらら て勝手なまね な氣の弱い事を云 お前さんはそれ をす つてゐるから、 からいけ だよ。私なら人の ない んだよ。 いく気になっ 面。 前だら 0) 皮質 そん

15 極まれば、何ぼ何でも 懲りたわ。 のは仕様がありやしないわ。 90 にだつ いくら何をし 顔向けが出 この人は、 一駒代はき ŋ 來な と思語 主 いから、 ij 利杂 が から IJ アも オンしい ds もう るくつて人様 か 此 吏 0 たも 地

> £1....0 鳥渡顔を出し の當座は ぢ ٥ ويو っと辛 だけ まで何の彼のと云つてる れ 抱さへ 7 夢中等 沙 L いでよ。悪い てねればい 1= まさる末木は なつて逆上 のないで、早く で変きが مع 通道なる

助さに 欠張行 して、 だけに猶更失も祈 駒代は からぶは かない 行く माडु れて見ると 行的 はどうも気がすまない カン × な たまら 今まで ٤ 口台 やらな C 我慢 は云ふ 銀雪 がし 弘

んは大丈夫だら 2 れ がや 私鳥渡 行" 來一 よう カン 知し 如性 3

燈のわが向ふ 人気のない淋しさ。煌々とつけ放 湯を取り 味が悪い。 に限つていつも騒しくて仕様の 節笥から一人で取出し何に 「花ちやん、 断代はそつと勝手へ行つて自分 川き があ り静に二階へ上つて鏡に向 れば いつもなら新屋に着せて貰ふ浩物 私杂 がすぐ 面に舞くの 電話が も彼か -を掛け し人で 心せ になった電 3

0 ż 今だには IJ 0 無社 話をし なり 0 な 7 此能多 來て、 0 300 逢 ではず 71. -1-10 ま 3 そ から

どんな事 0

は右から を か 0 らうとま ŋ ち 女が 古の 9 6 厄 دمهد の種に 出たす は糞味 ば 話答 なら 介於 つて居る始末さ 0 0) は 事を ŋ 7 を ち お 見かか やらい 客を ツ家に寝起し やもう 使 76 話性 小僧に, とそん とみんな博変に使って つて け 近所ちや do 0 無私 き が 取る 15 る 又其の女をば途 不属者だってして 駄目 ~女房、 扬 弘 な気気 るく 何に 上の目をぬす 0 自分が先へ立 を見てもす 者だと思ふとどう だ。 X. 同意じ B 人是是 何 ぶつて、 to てねれ 同様だ、 乃公ア -1-し家業の なり 年博奕 さら る 平心 cop のさ 7 女がが 売ぎも 氣意 すま すま 3 自首まで その 行末は 打多 C ア 0 本 0 なる活動 0 じ場が腐 話を聞 可衷さら しまふ 不なだ 何高 平左衛門 せ も気き 知合語 が何だ 話だで お上家 h 0 飯や が だ 0 流を Ų

> カン 1)

何だ 如さんが大變で け たく 身體を拭

# とり

た。 を結つて歸 日本し 尾花家 ŋ 倒 た た it が ٤ b れ 7 午二 吸力 な た オレ 腦等 後二 以來好 の処 なり人 は 溢血で つて な 時と V さん十書は既に今年 八事不省、た 來ると cope きな 1112 5 6 光の 酒時も の茶屋で し 6. 动 座敷に間に 4 ば 7., なり 72 1 大震 たり た き 倒 電流語 な れた事が . ( 止 0 斯。 合ふ 日生 W) 春は る 中型 2 を 0 やう髪 が、 ば 草 か はあ も成な 南 0 た ば

ŋ

御飯焚が 千秋樂なの 飯姓の をば居間 かと 助声取りはに はらろ に出歩いてゐる最中、 内箱のお定は を 0 にび 鏡ったい お参りに行 迎。 70 重き 学から愛揚ば 部名 連れ で、 ریم と駒代だけ 力。 IJ ij 水で つた後なの 丁度川 そろく -L 2 7 者 下台 げ 斯降 お重をば銭湯へ走ら \* を 7 電話を 先の茶品 取肯 湯で Ų, 駒に IJ 川さら お的二人は J. で 茶屋 \_\_\_ とこい ¥. ~C: 老 掛け、 今日は 家に B 待 غ 大聲に 人で 行" 25 倒信 つて 稽 たたきる れた十書 新富座 たの 11 古に、花は 呼び して吳 來よう どう 勘定 駒代 は 騷 から 御

且是

旦那、

尼花家

りまし

つて了つた

わっ

たん

だ

よ。

何だだ 今日

× だ

たべたくなくな

さら is

17

え。

は朝空 か最ら

から

古

何先 何答

£

食た

で置ね

かうよ、

お前さん、

から

7

け

込む 0

び女中ら

い女、息を

-[1]

6

時表の耐子

月と

をあ

わ

どしく

引擎

明

17

鳴なり 箱屋の に來る 病物の 當を確ない次という 氣きに 間ま 蓬 ふ暇ま たが、 もなく今度は も來る。 な なけ なっ はまじ 人にし てる 事记 駒C of. ち なる オレ なく X. 手 る藝者、藝者家の 病院なぞ 面々、 應ぎ 85 ぢ ば 7 る中央山とお重 H なく دم 順時 程の混雑。 残さな H.s つつと寝か を吳山 見舞の人の出入は (2) ママ 何先 接にこれ つか家中の富燈 有様、こ 上七 格子 と一先與の居間 今の中に何 どう 駒 が に言含め た家の 返事が出來 來て心診斷。 ので奥教 化 れ Fie 身體を記 と花り からそ やら たの開閉が れでは大抵丈夫な人間も病 が煙草吸 て置 内部に の亭主、待合 が息い 揃え 弘 て節か 動き かさら は表の店口で見舞の人 は雷話の取次に ひ 0 絕言 も追々 心せき 極後き 小眼も to 7 力。 灯 ゆる C. P. L 今け 聞 ほ 1) 0 寝かし 住場 0 き -) 7 云心 |間等 歸然 今点の と思い 11 取前 やがて看護 法 ない 0 な 初る つて來て看 7 なく、電話は 0 た 水さた 程をで け -) を お 8) て見舞 飯を食 15 H 腹壁 る と下 介むられ をこ 步

儘で 0 らう皆も の程を漏し 5 たの か賣るかし 餘命を送ら 度高座 0 0 を 5 白き 分》 ds そ は とどと れとな ۲ 0 カン

まづ重な處 昨夜~ に用館等 用で決防 先達心場 來たお定の様子。 ら、冬の日ながら 笥や文庫 の茶屋々々へ蔵幕の ど寝ずに始末をつけ、今日は午前 えて、まないた。吳山は毎日 0 一の書付を調 額な 1= 進物 汗をか べる は箱屋 き 0 に忙し 0 0 の中を 7 0 扮 やち 節於 定差 が -) 40 家語

前標 6 真な 5 7 島渡此 v 0) 老眼鏡 きた えからな。 方へ這入つてく れで 御苦勞だつたな。 い事があるん んまり をはづし しようも 身體を 40, 定意 なし 0 っ なら、 力。 手で 大法 と吳山 玄 2 から 過 た す 7 6 き 10 ろ 4. は枠や れ L ح 7 2 1 休节 0 るなな むが 法は 0 太色 が 間言 が 60

大意 しねえのだが、 な んで御座います。 0 本者衆の は知い てんでに何か相談でも る 私だで だらら が 分別 1) ます事を 階がやアもう まだ改めて話 なら。」 L 7

花りさ は ようと 旦那な つて る 主 ガニし したつ ば 何處 H 712

> てるさう 6 「駒代さんはな さら 0 だ から のところは -0 朝き 何冤 ア 代は -6 L" 5 7 好職権に去年身清 カン 川舎 0 B 駒代と二人、 へ行きたいつて云つ なる でだら 後至 た 3

こだけの んぢ なに、 E ねるん 乗込むとぶふ cop 證文位 わ 田舎へ行 話等 えか。乃公アい だ 1t から き 事に話 オレ 3 た 此 に卷いてやらう 6 よく つて。 際言の が きま 事を 駒代がい だ。 れば、これ 丁度い カュ 海に ちが と思想 村屋 アこ 0 7 た

力》

माग わ カン つて ょ ま ~ かられ 12 3 74 そ あ 0 步 んよ。 5 3 6 0 20 たん 900 上が カン 邊分 及ばず 一那、も 0 きら 4 色岩 40 とこはよく だが、もら もう 到底六ケ敷 5. とつくに駄目 12 そん だ 話 から、 切 な景気 と水 分別 れ 35 ざら 废 萬年 主 d, れち C 4 カン なんです 年を - }-N 支 7 が、 0 オン 話 乃なかれ 川文上 ij た 兎ょ j た 15 が様子 か de 力。 ye 角於 事程 ٤ あり ici 不 む 思書 ŋ

早らなく つて、彼方でも此方でも大變 濱村屋さん 以前添家で君龍 0 カン さんと云った人がたる 7 いさんに ない語の は、何気 判 6 す カン 來記春號

化さん

¥,

Ľ

なに嬉れ 仰.

Ł

思想

力:

知

れ カン

ま

旦克 那

作行って

たとぶ

45

助量

ch 150 11 ね え えか カュ 5 L む 田舎へ行 v 断代もあんまり意気地が 何浩 さら か文句の一つも言って かう れで 此 1- -なさ過ぎる ヤリ 可か変に رم 1,1,20

ら御练式を も諦めをつ 心能してゐたんです がまぎれ すよ。私も若し 時はか 先の女ツて云ふ タで心能 くけ たと見えて今ち やらで、 けて御居 知し りま それ 萬元 せんが、 の程大變な騒 が為 なさるやうです J-# 事是 ・どうや 度如 85 -11. 却で随作 花り Z E 騒だ あり んの 7 つてはと内々 代さん 御門 たさら 0 新気 in F も気

御祭布 が短音 別での カンリ 野郎 ふう 0 なら此方から と君龍さんなら 400 ٤ L 1) 3 よ。 ŋ か何念 に ま つたんだと ま せん つく方ですよ。 れで演 金額に日の ね。然し大柄で身長も高い 知し つてますけれど其れ さら 村屋さんも 事を それに す な 12 五元元 だ 1) 那

屋や分式 兄に絲しつ 終する事のはず後 7 L 立意 0 0 3 花。 ら渡り f 後草 足市 0) 歩に 屋や 格ない 11 金沙 13/t 1: 入り は を 斯·綠多 絲ピス -1-具作 かい K LI す 戸りが 2 代 カニ 車 兄K is 伏 を ŋ のま 家意 Ľ 1 あ П 7 早常 め 小さ名な間ま L た 珍言 0 迎之 i. ち る 金; 0 け 7 ŋ TS. TI カン 具 兄に 角空 V) た 能 物の屋 17 高が 自じ 馴な は 70 Ì が 士 連に 6. 经 春梦 分产 見み 袋さんは れ 日め 0 ( げ 奉! 見さ 14 -C 兄后 駒。 15 る そ 0 た オレ る 人 速 成本 作が 物。 (2) 75 7 帶 8 長熟 が 成なの記 衆ら 金なな 川浩 b そ き de B た 野ば 5 6 金加 赤。 82 具 駒三 IJ 町常に 0 ñ 0 B 屋中へ 樣多 を 代 具 000 细节 送 初 1 あ 腰 産者が 買取 小三 明為 は を 色は 寸字 0 宜さた。 先法代 ts. 嬉る 間まれ H 掛立 4 屋\*代言 出版 高な時 と 物では一大学の 0 L 納ぎ る け 0) 7 內音 ٤ 45 をん I 居る 懐な 費為 強星 出でれ 思想 0

前是原华氣雪 げ な 納儿 駒音 8 代 力> 0 8 红 15 1 カン 直性 足を記 寒 古言 は Ì 座当 たやづ に落ち が れ 真 T. 10 珠い 駒に 合意 5 के が 悪さく 大き 0 不少 習が 事是 何當 ts 見る経 カン & 成な 云山 車 8 ٤ 7 る 替か は 2 ま 帶; オレ 82 0 淋るぬ 縮 を がこ 取む 事 do 以いい

打:

す

C

かい

な

何彦

じょの

気が継が

力?

次じ 敵

久 君家

輪か

女がかか

3

そ

れ

力

瀬世

川許並等

W

-

を

0

色岩

(D) 8

雅ら

が

赤葱

0

大丸雷、

手でに

子柄の

た

は

0

話にお

むし 华艺

25

る

様子。 緒と 津

代 7

龍

H.+

母你

0

総は陸さ

K

**\$6** 10

4块

あ

de

南京 駒を 0

込

N

-( 君家

重 から

こた

カン

7

気き

3 0

質し

何答

8 云いた

な

6.

情

此

程信信

海常中祭 場点 がした 知しつ は一次 24 た **水**恋 段於 杉 6 とて 前常 I. 末まり 三十二 屋中北京間中中 P 3 2 ~ 0 人ぼ 6 た 誰們 6 から (2) to 方は 激 4, 悪 売ち 0 ヤ IJ 3. が 廻彦 7 家児に 案例 内部 1112 0 まり 0 75 (2) い向恕 香さ 0 L 内部 女皇 割る で ね 0) から 迎也 た 別な \$ で、 L 罪 1) IJ 证法 ٤ 0 TS 場ば 儘 Ł 1) 啊上 獨學 打地 がら を・ Ha + JE 主 とて 坐ま が p 所出 助基 為以 < 6 香劳 lik 派 ij 11 湾 脚下の通口に つては居ら が \$ 排出 扎 -0 目め IJ た 7 た 竹 Ł 思 0 60 ٤ 氣され 别為 0 後望い 7 17 然だん п'n 0 矢で開発 た 东 0 は 0 力》 ů, 15 20 1 V) 新高 今は 穴なな IJ ٤ HI.G 化上 る 4, に停む 方空時也 から 階 を 女 先 オレ は あり 1 L 1.I 悪物 サザ 75 3 將 程号 ریم から 刻? れ 虚なる 4. L から から な t, から 東智 He 來 大部 Sp. 0 カン L Z かい 事には 7 もず ている ŋ 0 0 77 鶏るの な気気 外景 駒こ 75 事 -(1) 113 4. 70 0 走 たった 代 水 ٤ 默皇事是 カン カン 0

見る 0 カン 様等かた り. 氣き から 源等 も、 20 恥鳥 る ま [] 信令 MU 444:3 - ) 學的 カン 分差既生 肠: -1-10 11 上黨 -g-2 がE. 仲鲁 6. 4. る 気き 夢む 明信 も 110 0 0) z 大温既も物でに 1 1 5 カン 気き t から 700 否心 何第 知しい ريه 14 知上河道 除去 鈴きからか 1) 机 1) た 82 题" 111]# 旭 人至 11; た L 前。 **清**語 カン はた 演誓 ر -113 他告 松 伏 設え 11 K' 生か 刑」5 1 d, 礼 12

## 王 何思 Å カュ ģ

子で 親ヶ事じせ 迫なる 香質 橋に る \$ 意い途と ٤ مم 厅堂 核 花片 红 75 あ 人公 家門 -0 Z 支し 鬼こ 事れ 袱と寺で 達 111-2 暮 0 紗さ 度 -1-12 Ł れ 客は 老 鲍季 人公 5 商品 B 人公 何彦 合め 2" 1: 頭等 愛さ は 电 7 5 00 力》 な 倒 0 F Nº 葬は で 4 1 九 な 41 は、思う 1) 6 -Co 如陰 0) 鬼? 1) 81 を 風言 初上 幸に 抱か 111% 七次 普提高 シュ 物点 カミ 7 113. 既言 即作 所上 な 0 数け 度 沙儿性 112 离光 Shi AL 此二 老上 6.1 नार 初上 松 45 た :15-四点膜部 新 永 110 رياد 先管 14:50 谷中 t, 後江 力常 7 奶餐 (校落 かい 北 2 2 校よ 萬法 着章

地ち

代が

Ħî.

だか

ייניד

公ア

30

前点

から

店智 面党

の看が十

圓

年前に乃公が建て

た

んだ。

地ち

この家は

借

家ち

de

ね

ら、乃言

公公は

どとこ

近就

よう。

なア、 これ

何治

B

獨立

ŋ

せまつ

箭 カン

0

ある

0 別越すと

は色消して

7

け

ね

え

駒代が

別る 來やう 思想

とな

Ist. 0

は

82

様子 は気気

を見る

とる

0

111

山意

飛短な老人。 かかからじん

まり

H

13

い見ば

の言葉に

駒代は鬼

角於

見みろ 行ける身だっ 此一乃物質らの公かは 誰だかり くりり 方が 5 人是 尾花家のな カン が相應な望手。 譲っ \$ ٤ B 十吉に逝か どら つて もうお前もな くつら えるなか < 不少 人は \$. たところで矢張男ぢや仕 めえぜ。 は出來 やうに から、 何處 やり 姐梦 でった企が さんになって、 内で ところを辛 があ た 行" ねえし又家の どら いと決心し れ ッ立派に 様子は知 から . ちま れ ればこの だ 0 のて男一 がと るとぶ て心細いば 杉 抱 カン 土土 ・まく g つてるだらうが、 0 修売に 評許さ。 舌に ふ響 0 地 0 たらどう 人ぢ 家るの 7 樣 0 て見る気は 一枚で食って 奮強 地ち が \$ cop 25 元 株 やとて 0 200 ね アよし ŋ してと にそれ より かをそ だ 12 え -カコ 7 好心 行 な 수날

一覧 新規蒔直 えか。」 17 やう 2 どん らに商品 らだ 事を Z. 板点 が何なり好る (" つ んなに氣樂だ だ 0 めて 相談は 夏を 24 -) 1) ようや。 たらい の商賣に身が入って金庫 家賃 L 話答 3 す かをし さら 他さ なも る を んか知れ その が いくらでも 云, 住意 0 t たい 4. 時乃 を排 3. 替 5 カュ 妓を 乃公に尾 やし 花以 事是 さし 1= Ch 抱か 蔥 き なさ 都ない 2 初世 85 さら 8 7 5 花花 面はい 0 6 易 置相 家の その 15 #6 65 0 ッも く行 地心 カン 前次 なア、駒代、 れ 看板代 中部前 ば だけ 出來 乃公 箱はなや そし 力》 do 7 な 貨 多 3 K 3-

「旦那、 がよす んご きてい それ 私智 ぢ 何ぼ何でも、 存意 -6 は 到的底。 御返事 あ N ま が ŋ He 30 來き 話作

鳥渡按脚 安范 今点の 40 るんだ だか 中一風 して有熱 摩さんに 呂浴びて來ら 力 何言 投物け \$ 電人 死亡 彼か る。 話わ 15 8 角話 乃公 を 濟ま 32 H が 3 2 h ち たが き てく 京 12 筋を立て お前式 れ。 75 to アウヤ 公九 B

りいた。 異の山流中 置常 は表 湯に 電が げ れ 行" た を カン 9 け 8 0 助代を打拾 0 宝 静いたか 0 た つて 0 古手拭片手 には b

> カン 胸射 が 7 と突然 ば 6. 1= 75 嬉れ つて L 來きて دمد 暫し 南 b 悲欢 L 六 袖に 年 九 Sp

直 圣 掩龍時じ

73

がっ

宿を 吹ぶく、 心には わ わ 小ご変容 p なき夏な れ が 0 遊店 語から 風か 香に降ひ野草を 0) たど 炒 底さ do 弘 実に に海 限警 浴も わ 核 は 如是 みすべ れは 如是 ŋ なる カン くいら われ思は わ 出り え 我 記 だ こ さ 九 步山 額点 るき は 古 愛問 步 礼 わ de ~ 力 し。 K

わ

は腰 をささ 牌は 0 八八口の 1) 取员 S. 早蓝 掛 こころ 折竹 0 ながら 被重 から 線香に とてきき を 電話 映る 立等 る 火力 上京 0 增力 程午飯 を つて が 忽ちな 燈亭 電燈を松 明也 、再び抽手 を すま 合質 水; 0 7) 開業 定落 0 た 吳三新た 山荒し たば の調が 1121 力》

れア 声 親光 駒星 唐で 変だ。 代 居る 日からまれ な 0 だ 木 吳ご コ 伊は古り 山荒 は公正 明治 ٤ 治

B

0

10

0

母電 す 6 0 i. 0 中等 代 その は 丁皮 から 秋季 は 1172 必其學校 前さ 兄弟 月からか った質 0 j も何もないをくの が 引擎取 父も き 死し け で た 0 明言 売売で L たとか んでし 17:13 身ないと 親に 主 成だ 祖子長雪云小死后 " 京

0 山芝 哥話 は 女同古 はい が L TI 志 男が口を れ 0 0 ま 收多 ~ で を る かれる 出程 0 が 證 L 液汽 0 文なぞ手に 事 7 ft:1-切 る 11 十 が 0 0 立然 T 7 15 女 B す

> 启动 身<sup>み</sup>の 在許取時かも家かを認める 2. なりがの在等 異な行性思想自己家が 山底方では、首気を ح 事を思えば L 知し 虚され たや を思 女房 E は 果 礼 也 れ 为 失発偶然、 カン 全く 州兴 03 な \$ が 李 んせせ た 異に なさ、 して、 4 知し ね 時だで \$ 見なると 世に唯一人、 な れ れ 73 0 3 春以 0 p が今度 75 4. 世 あ は 母はが 駒でまれ たが の男に一日逢は た 自し 世よ ۲ とこ 6. 初信 7 外のははいき 0 Ł 0 れ y であ りみ あ 7, 逢は 呼い مع 0 4± す 事是 吸き かっ 11-2 ぢきなさ 0 か 事也 C. C. 身み ある 事 して D が 0) うとて 75: 駒電 情に 顽固 Eã 家門。 化 初言 神智 カン op Ł 同等 瀧次 を 1/13 を 戶 IJ カン do 0) 情等 打造 报系 4 知し n した y, がきへ 何往 郎き明る を 5 助宁 0 L 點泛 時に 石に 容よ y. 7 は公園 口令停息 4. 1+ カン あり 4 張 見み 4} な 0 再会も 11 よみ 0 でし ず つったな 感光 老沒 次は多 4. る 氣意 き ま 0 0 吳高 云い 商が高くの 其でと 1:3 1= ٤ け 45 HIP. 丈や 11 Ł

が 6 10 0 れ ぞ -すさ わ そ る n 0 耳み立た Ho ま 16 とて B 寄。 贩品 0 存 引き込 風か 난 ~ 折覧 れ 1112 込ん 來自 て 力》 7 す 電線を 0 呉を車が 引 ま 位意 吹鳴 た後の は二 を す 0 代 そ 力》 一上り 0 0 と対象を表現る 響い 7 前し 走好俄

邪

で

٧,

7-

0,0

カン

うず何定の 男をとこ らア 田泉 た潰し 3 さへ てる れで もす 氣きか IJ 坂上 旅院 別るに 15 離的 \$ 不 2 は 一料簡 島業田 ねえぜ。 だ。 1 of. かっ れ H きた れて世 IJ do た そこで 何詹 知し 知 は L 0 事是 文が、 は 後 氣なる を 4. d, 拙 11 時等に 間以 がうとぶ 3 ٤ れ な 位象 20 云 物治 ねるん 毛 1) ね ķ١ 対方は 都常 るよ えが んぢ だ 3 下头 ま -> 和談 田だ -5 見み ++ 0 んで 0 カン な す ge る 事是 元ば 田なだ。 思考 が 1) 1) ٤ H 0 He 坐去 红 前先 E 濱望 ぜ 氣 オレ 來 村屋 0 ぢ な J." L" から から ね 映 前き d, 75" رم 田 S. ね Ziv ン 俯き 唯意景 加克 か 0) え 5 0 3 太太太 向也 襖に 面的 力》 カン 1) 後年がおれ 鼻に がったた 實じ わ 11 崩公 師し 前 心儿 也 カン L 0 は 事是 カュ から

は一なかり駒まもは子、代 IT 児こ はら 地ち 人に 0 は 向也 て 語文を 0 ¥, 心 ね -) 人を見て 付 て、 ~女の 唯实 0 何至 0 声か を見み 人ぢ 釋力 事后 を だ رم 額 わ から る 知し 15 くば 36 ge 前点

の上海支店へ

行

遊等

1 175

入つてるためで

子代子

6.

感にいる 愁らな 膜にた 変達に リイ ح 京 高宏 い容易 めて見た時には後藏 を帯びさり 官費も共に平凡遲鈍で の特徴だつたと少し後悔れた。今でこそ、却てあ たせて な一重験の睫毛の長 は愛嬌には乏し 50 た日間にも せてゐる。 全点に はあるま いかも 表情に言い はまづこの女なら それは 泣奪 ない 45 いと思ったの \$ オレ をみの 證よっと なり して it 婦人の ۲ れぬ 0 でやら ナニ 3 72 ス -6 る テ 関いや 眼边

藤川の家には老父母の外には、理想の人だと思込んだのであります。 日的 業しようといふがが 千代子の方でも 0 は死しつどいて其の翌年に は既に他へ縁付 良線は他をさ 色の 九 と思った。 漫響があ 俊山 な家の丈高く 才 釣合 きり いてゐると þ を着た風采、 がしても きし 間等 75 しなる あれを 20 、あまり た冬に る た冬に舅の老 それに の事。 見え、心から でです。 大學を卒 情に、仕 痩せて 千代子 加谷

で 知した れ 際や所用を 持がす どっま 事が、堪へ の幸福で う く良人の歸宅が兎角版く が 11 よく る。 7= 恐っし ない 10 で、後は そ 明治心 玄 れきつて 15 も なく際限 かつて居るだけ干代子はいつは干代子はいつ へだどう とま 0 カン れは千代子自身にもよく は誰の眼にも、羨しく見えてよ れ る やうな気がして來るの た。 は 0 い悲運が前途 であ 難いばかり気に 寫 l ろく で思った其の 思想 1 25 8 る。 時自分ほど幸 く夫婦二人ぎりと ば る。良人の歸它 なく自分ほど不幸 f カン 総に横行 然し三 確とした事情が 1) 手で も女優も見當 な ない 反動とし 年 過 つて 事 -高 7 過ぎた今日も なっ はの ねる N. \$6° な悲惨なもの is E 15 カコ かっては見た ら言はずと のは世にあ から つつて わ 7 0 0 そいのは変 な 漠然 い答であ から た。 今はは さまで、 ねる。 な 7 122 とし 死きた な 6 **独生** ap 6. な

千代子は手は ず良人の が 2 水池と 先き 刻き L た とを関り上げる金端、かの裏衣にかじり付いてな 子足の 流流 石に驚いて起直 光 元が凍えてし 川園の端 が消 泣な と無 では ŧ 14 4. が、個別 まし 坊三

> 夢中に ぐりを明け る自動作 は稍繁 ない凍つた夜 障子を明 玄陽 いたやうに、 0 してねた。 け る音と砂利を踏む靴の音。 響に大の驚いて吹える弊。 かか 掛清源 0 中原に け 團光 出して障子を明け を縁 すると ツ 側門 突然深 たか 3 -}-家の婚火に良人 液の設 HE L 千代子は 政寞を破る 焼き

股に式墓へ歩み寄つた。

から引ぎ 子は良人が の上に崩っ を打っ まかせに 人が不意を喰ってすとしよろめた。と聲をふるはして言ったき 石のか 抱きついた。 力> 上に飛ぶ 7 る 担かい かと状にい ばたり II 6 か 女優話 作けて羽織の下 が男の胸

7, んよっと言ったが シーし 俊職は 事员 解くで代子の ながら上足のま は ĿŽ 眉をひそめて、 て、一千代子、さ 一千代子 背を が、何と思 7 玄関の上へあ 11/1 成は千代 3 微を押 ぞ歌 方言 9 雑なか た カン す 身を 水る 力的 判だ 湖

妻:

凌ぎな まし 8 耳で記れ 間使が 具作 千代子はたの の二人 半時 0 く目め 仮言の まんじりともせず 人とも \$ 白い 置炬焼に、二月半の夜の が夜半 とで た 獨立時で IJ あ 過去 良人の歸りを待 打つ 0 八畳の間に敷延れつた時光へやす \_\_ 女学 時じ を は 寒さを 付け動 たの 5

> ĿÄ で

15

きつけた。 F

あまり 证

力

ばい 引き

叩きつ 破って

た身體のも

の事が

明美

千代子は

表と共に前へのめつて子代子は中腰に立上つ

1) L Ł ま

华龙

分ほども

の初を

意を上さ

げ

IJ

、良人の股衣

衣

でを

ま · j-

办 11

せに 3

引ががり

つてなか L

人以

オレ 制造

ts

40 の総辞

ばらく

たはず

フト

かっ

11% れ

なか 2 今朝で る やうに 礼 先锋 待 -日的 矮和 ち と言 はま 目改 も既に二三 良人は かい る 0 がみえるにつし B 0 3 0) 一次えて來る。 横渡 Ci 0 三軒電話 徐 11 あ まで 75 る たず れ で行く用事 を 千代子 夜の静 どう かけて見た。 ば 先達 カン y れて來る L には良き になる てな が 心ある ある -0 か が

違で

7

た

0 で

0

は

な

からう

かと居ても

立た

0

つ

义打

つて變つて

良き人

(2)

7

カン

雷

市車に間違い

がだんく

派言ら

VI

も居ら ないやうな心特になつて 來るのであ

ち

7

T. 0

静りにそ

を

だら

ŋ

女優話に結

たチャ

代子

シ

細に浴衣

ひを小さ

7=

良人の般衣

お弁師の

1)

地点

火ン

W.ta

た

千代子は 炭点 神な人と針なく 斗をの仕りび ま一部で事主の 度に から しま もら 砂さ 讀法 かきと 刑党 剃りで 糖 があ 幾度火 は 今更気をまぎら 0 の込み上げ あり なく dî. いほど音高く はいき た。 东世 れ 力 撫でる もだづ の掃除は塵の L 散 火鉢へ炭をつ 火針へさし 位氣 亂 82 鐵馬 日气 Ų, 、なっ 燈 やらに禁元 け た後 Å, 耳だに た。原 ・水菓子 の球と望も拭いて 水る. へ水をさ 0) 72 慈 て來た。 凝る 3 -0 雜 つくと共に、 直急 6. 任. さくれまで推つ رفل が 火猪を 130 だ 4 ほ に浸し 712 はない。 E いづれ 手拭が 1 た わ 入いも もう甘ず 取と 出ic カン カン 22 オレ 渡 E わ £ やう も行の日から 770 1 115.4 取と お煎餅も黒 カュ な L. 0 る ŧ 夜の 計估 火のら ψ, 0 ま ŋ 變へて 掛 75 Z 0) 0 7 た。 11 音: 清園 寒氣 机の そ 0 6. 4. 6. 良き き は 0 \$o\*

た IJ 種品 は 都和 新 聞に報 一上し 知ち 外に op ま 歌集 E 朝空 Ho 小いいい なぞの もと夕は 夜でし、 ٤, 時 町きの対 まして T をうた L 10 たの i) 90 カコ き川 で どう を 0 B ひ、絵衣 十代子

L

は

痕

衣

15

L

が

27

-

の用りないとは時代の父とは時代との父とは 指" はない事務所に 無なだがた 交過社に催 人景の方では千代子 は今年二 父の蔵の ~とは! よく、 思なっ がに通 ナニ 同等 4 に開い 業 真为 1=0 カン つてねたので された音樂會 なっ 75 はとル 福護上棒 h. また 應 である。 た 心屋で ピ -}-HE 败与 日本の女 1 0 三年初二 用常 ŋ 法學博 指標を る。最初作用 7 見合をし ili 色には、は、 た後の外 成古大學 3', t:

いて幽に壁を立て

t

米道

割り

學

た

p

5

な課

な

0

0

蓮道

年記書 る II 俊小 B 0 を 俊山 0 如定 しく見えて 0 水屋が 固治 0 す 17 Ò 代だに 大會社 めて が改築さ 内だけ 人と 明治 は続が なつ 置 來さた 初年に 4. cop -J-L れ 商店に 弘 信用 る \$0 以前 建たて カン 10 を 0 變か 似 げ 0 カン 0 ٤ れて全で で、言い 5 あ \* ら法律顧 其の 少しの つた 7 た か は 煉瓦 業務に 老郎 80 10 問之 變 岩龍 は IJ 極清 に臨分見 士が 造し `` のはいも IJ 8 华 至於 0 7 Myt: 頼らな

法律事 又差 は なら は 學がくさ 出。 俊品 九 は 其 來き 一般も 82 事務所 事じ が 0 لج 務所と 評 뗈 -ま」に受機 から あ も佐竹のいる す 八通動な には父 高等人 虚さ 0 の居る 信 が して 03 調師をも ٤ 0) 4. れ B る問題 そ つか 3 7 6 2 私となると る。二人共 肝症 は 0 た 20 おる遊言 3 門は信用 而过 時 一人の佐竹と まし な 位於 嘱託 15 た 分だ 6 の男で、博士に 或意 7 から 0 ち名を 大学が から、 あ 0 3 旣言 0 落 オレ 知し とは に年り する事と俊 藤倉川沿 る is ر. اند 4 ねる 気を れ 同等 11 0 0 0

怠る な佐竹 作き取りた Ł 扱きか 6. って行くと 0 月为 ま カン B C. 见水 ij **承急**り ると、 いいの 0 が 事じ 業 外货 外はない。 務に 熱生 1) L 殊恵り 心 多 决的 of g 0 90 6. L 5 は

オレ

する 帯がび 肝腎など なぞに に気を 事是 B -0 あ いつ 勸さ 红 け 売と 何定 最もる る。 5 は do た集會にはほ 竹詩 42 7: な結護士大會 12 111-19 20 は 角な ば は殊に ~ 事な 6 少さ 间边 誘きは カン あ -) が 3 ----かい L つてる 意的 度と 積極 IJ de 名を は立た なのを見て、 た。 2 れ 俊 に割さ 17 れ しば 藏が た 的言 とて な 知し -> 5 2 を初め 以選舉の 大抵出 なく思想 して B -事をのは。 it 霜べ 職 見た方 實行 乗り オレ 礼 渡っ 俊はなら 業に 理り る 1:1 政治 機合か 掛けて H の候 なごと の、片流性に さら 7 bi 的 ルはな を迎い 和ju ょ 7: 社會 して 旗官 行师 な < 4 6 風言 1/19% 激光 きたが を L 11 1/L p \$ 反片、對に 其言 ば損 出汽 的使 な 15 11 والم i 前ではい 儿子 1110 何性に 6 4. 0 7 使命的 樂, 成以 P かっ た だ 笑き だけ 44 部 TI. た -C. 5 13 为二 0 は

配货 袖高 る。 事じの を引き を 大きないであ カン 張 17 以いには た る 男言 辦公 が 61 たけ あり 藤 5 刀窩 家門 人为 な 0 カコ 書法 で 時言 慶敦 人 人 似 出 0 あり 遊 0 超護士 手艺 ~ 人だ女皇 人先 あ が 72 心是的

> 鶴崎 IJ 會素化 つまり て ことも か 0 6. 20 出。 よう 2, す は、 な 來な 此一。 7 はさ 父或時 你』 吾名 俊は 4; 党の シ ---3 感じの spi た なし 1 事も を あ から (2) 1) 恆 だ 11 學 3 恒産を 柔不 から るっ 主 7 產完 無む生芸 2 理り rill a あ どう お差別 知し 老等 篇 る to \$ ممد 斷 れ だ か 作に d, な な -支流 82 7 Mis 力 14. 6 ٤ 生艺 が が を 面党 なに解 倒其 ウ 13 と向家 俊計。 だよ それ と新 展言 カコ カン 3 1F.10 ず 的是 财长 同等 たら かい 面がな だと 脚するとなった 今日 式"の る 7 元は 行つ はど B 班! る 沙安 10

75 やらに、 然 L 俊, 成成は 鶴崎の話 道 連ず な佐さ 感に 竹言 & 忠告 オレ F 1) なら

11

40

行中人 分范行 5 旬 れて を な態 何先だ 掃除 度らに た 腹 ま 72 高なく 相信 を は -} な 新艺 待某 碌な 0 から 附記 もら 席掌 音つ 俊片 ď, 料智 C 藏 を 來 以上 1) ts 雅芸 を得る る 77 きると 或は又、一 かり 0 なぞと 物意價 裏? . . ししたえ 今はに が行 h 時

つても能う御在ます。」に首を振りてお義理にそんな事して下さら

75

として貰ふんだった。 んなに晩 やつと見つけて薬 < なると思 やないか。今日はお前春 シも い。」と編上靴の紐 終列車に乗つたも 740 たら江戸川でパンクさ。こ ~ ないんだ。 ば 初めつから家の車をよ をとき始めて獨言 よ。酒くさくも だから、 た驚いたよ。 むどころの

ですもの。「いつだってお迎の車はいらないんですから。」「いつだってお迎の車はいらないんですから。」「いつだってお迎の車はいらないんですから。」

がさんべ 障子が一 た今と は玄陽先の寒い風に當つて大分氣も靜 二人ほそのまく静に寝部屋へ遣入つた。 よりも に豫側へ設出 なつては、流石に氣まり その時誰か起きて來るやう 人の折草包と自分の落 になつてゐる。この有様に 矢張獨言のやうに言ひながら式臺に の視れはもうさして珍しく 枚明放しになってゐて、炬燵の蒲園 響ろ千代子自身であった。 俊義 I 夜具の上には寝衣 ちた櫛とを取上 わるく、 驚 はない。

手で

を

がお前が笑は を却て便利だと はづし始めた。 女中が 後いまった。 起きて は い外套をぬぎすてながら脛く笑つて、 れ る なく から られ。」と消園のた やらに腰を カン け 乃公はいる ない ボ 炬燵櫓 ダ ン

重験の眼に一ばい涙をたいへて、ガつと見いません。 載せ、一あなた。地心してく · 8 げ 俊湯さる 千代子はしをく る其の横顔と髪も姿も気 かりではない。いつも れば又氣の毒にもなつて、膝に縋つた其 返はこ れで事が済めばまづ ・歩み寄つて 脹 脹れぼつたいやらなーとはまづ無事だと思った。 れた形、艷かしく 良人の膝に手を 0

てやりながら、
「お前、どうしてそんなに淋しがるんだけれど、
外に入もあたし用もあつたもんだからね。」
外に入もあたし用もあつたもんだからね。」
「作子の眼からは長い睫毛をつたはつて涙が
「高類の上に流れた。 俊 臓は子代子が其の 挟
「高類の上に流れた。 俊 臓は子代子が其の 挟
で変されるより早く片手でハンケチを取出して拭い

一千代子、 風邪を引くよ。 ンよ。 もら 早やく す。 76 cop あなっ す 孙。 洋等 11:L 服污 寝な 11 則事 がない。 H の朝き

ためませう。これがや召されませんもの。」
一十代子は良人のハンケチを取つてすっかり涙が、千代子は良人のハンケチを取つてすっかり涙を拭いてしまふと、忽ち別の人のやうになつて、を拭いてしまふと、忽ち別の人のやうになつて、を拭いてしまふと、忽ち別の人のやうになつて、を拭いてしまふと、忽ち別の人のやうになって、を拭いてしまっと、った。

=

川端から 間がかか から有樂町 南佐州の大津事務所へ通ふ。時々は飯田橋 たい の電車に乗るこ る 俊品 L 0 とも 一般は毎朝九時に 7 ~ \つて 叔父の手前を憚つた為め 思つてゐた。然しそれは る 动 まで院線電車に乗っ 固な叔父が、故なく IJ いと反對するのでまだ其の り飛客の だに自動車を買入 とも な處から、いつそ他 あるが、 の雑ない いづれにしても 9 父の り、また江戸 時には市内 佐耶を賣 八引越し 御は事

-( 5 一來たら。 鬼に角 に言い 5 つけ ムで つて見よう。 って給す せうな。 電人 ち と 頭 の取り で隣の間 たいして經驗 次さっ は いつきり が す

m

さうさ

た上の事です 一給料も先の 隣の應接間 一へ通る党音が ムでせう。 たの 尤も曾つて見 鶴崎 は暖拂

を しない 俊品 藏 12 op 事務室 Ð ス を出て行っ 1 才 17" の鳴り出す音に壁際へ立って窓の外をがの似に立つて窓の外を がし つたっ Ti

去

b

見" (

の鈴湾

0)

これ もし 出 部器を取 掛 ……あく千代子 17 から、 か・・・・さら L B 時じか 間沈 私だよ・・・・ を計場 ロは うり で 別って 別って かいこう

共に時計を見た。 用きも 場へ行くことになって かう・・・それでは左様なら。 俊殿は前々 からその Ho る 6± た 妻の 0 で、電話を切る -T-5 代子と 市國劇 ٤

示 幕が 下物 りる 。 幕毎に席を立つ癖のついたると舞臺の横手に体想二十分 た帝國原 分次 たといふ

> 行っつ あいて 子も群集に抑されながら地下室の食堂へ下りてい思かに場内の飲食店へ入込む。後縁と子代い思かに場内の飲食店へ入込む。後縁と子代 た。然し食草はもう大流ふさ 見り ねる 利が立て は、ぞろ 0 はお答う ムある 01 原"下 名を るし いろく がつてゐる。 れ出して思

た光彩の 4 礼 Ė もありませんね。二階の方へ行って見ば入口の階段から中を見渡して二掛け

うっと 「どこも込んでゐる と後藏は駄目 いとは知り だらら。 ながら階段 まア這人つて見よ を降

姿な

を見て、

に面白いと思 でまだ あつ ようと め事務所を用る前、時間も丁度三 悪なのに閉口してゐる處から、今日感 い、芝居はどこへ 慰める 俊藏は 鶴崎 たのを幸、風月堂 た空腹には 东 世 と二人で黒ビイ 獨い きと ŋ 事をも 義 いふで な なら 行っても食事の なた、 0) ではないないない ない。 カン 12 それに又俊藏は 4. サ 自分からさ また来 ンドヰッ ば すの不便なのとないとはなりには限られ 來さ 本党 一時過ぎた頃 見れば相應 ま んで f I 進んで見 まづ細点 せら あら はさし 來た を収容 かじ と粗き ts

> から一度下 連究立 その ある人達から一 南に空いた 食卓を見付害がオイが自分等二人が立 さらに行っ 滅ぎ 代子 が二三 一つた二 時期であ は良人が 二度通り てし - | ij 分等二人 方から此れも其 た人口の pq 度に見られる。 洋電視 11. Ė が の丸箭に結び 0) IJ 院校をまれ 相号 れる を引張 ようともせず、 殊には椅子に つやうな気 の良人らしい人 を呼んでも、急し た女が千代子 た。上京 もするよ

i, L ばらく。 d, 5 和游 75 b 古品

で御作ます。 に等分に三人の顔を見 御一緒になさいまし 取片 の二人のみならず 45 いえた。 れ ぢ 合作です すり 支 JŲ. と丸話の婦人は千代子と俊凝 ŋ ば 人の わたくしと家の人だけ Ų, -C: 40 差の でなかつ テ ル

よっと千代でも 二人の制君 あ りがたう 卒業して、 する亦俊藏の様子-は 兴 女學校 」と共に相に Ė つた後 手の良人 る學校等同意

なし 傷略は 慮も 0 相感 兎に 手 K 7 い處から IJ る事少くなかった ス チャンの佐竹とは 俊小 一般には 劫门 で打る

飯を デス らせ 何言や を向合せにした網崎 ま \$L 階寫版で摺つた書類を見てゐた。 とうより、 こと、仕事も大抵すん せて私立 眠るくて 大學の講義にと出 はその日丁度佐竹 けない。昨夜は L <u>\_</u> カュ 掛けて行 まつ 17 *†=* 早時たった。 0 · (.

と首を何っ と後は 伸をする で辰龍と桃助とそれ 0 蔵は次の間に給仕の書生 きな 一呼ばれて 昨夜お IJ やらに反り だ ながら椅子を立つて「精濱の芝居へ 非常な低氣 出か いふのだ。 からまだこ 返つて兩手に頭 かかっ 新た橋に が能かれは か。歸り たの 來すて を かっ 地へな 中 でられる 5 電ん ٤ 車

> け 0 71.7 と見が 3 ところ ス は子供 ١ ザ が大勢だから 傍へ停立んで乗卷に 710 徐程 すり が

う。 束 の知つてゐる限りでは「お宅ではまだどう」 せんな。 腕; つてるる 樣金 方が 限な あ b 7 して出 主 は、 IJ 神經 なり 來 T5. 質 ナニ な は まづ んで 4 72 他先 115 J. 知し 僕哥 オレ

信と た事を言ってゐ なっ さらです 一去年あ 、御無沙汰して居りますが、大先生でおれて戦多にお屋敷へは側へま もう のない事は野し 小 おや滅多にか Ĺ おそく な事 か。 ij から 然んし る it なるとどう カン な し御婦兄の 殊とに 最上 べ。機 いものです はげしく は何へませ、 旗 3 0 いかん。 いいはは ば たっ 1+ から た の時代 たやら 0 んな。哲言 さばけ から だ

常色に 8 てさばけ 0 む。 です なり た事を ません。 なんぞ T 真理ら 心意 で殊更に言は からさ L いね ばけてしまへ ないやうになる ばからは質は

す。 F 事を うまく 力。 去 言い ひま 無為 ち 聞 ما カン 6. 女は れる カ、 4 が け 12 僕 と男は調子に 吏 よりも男の 嬉 中 んな。 L 経に から る ガヤ女にほんと 見え透いた心言 ریمی が徐程 5 乘 な事を言 正常 をは

ではず

痺し

主 尤も 光数の

7

た

0

カン

知山

れません。

んまり y.

烈はく かま

opo

43-

言ひ ぼけて apo

1

\$

ふ器でせらな。そんなに氣に

家もの

鳴と比較.

L

ち

失いらん

知し

が

奴なぞは今ち

が れ

12

中でも

つたに 平台和智 なり た 7 3 計 0 です。 るいいい した皮が決して遊び んない かぎり その方がたし 僕では、 11: 家庭が のです 1.1 平和なんだ カュ が、現に角 に行 に結 折機に

「佐管君気 此方 もう の家も 猛烈だっ たさら 11

11

一一何完 ちやも オレ 彼のと言ってる 例外ですな。あの 病気です PE \* 10 カン 家加 を あ 7 な

五になる書生が 税予政を上つこ來る 明药 桃花 裏 Jji. 脧 音 から

女の人が來まし

やらに HIM あり 技に言は その れたの の廣告を見て ٠.; 俊弘 Top . 楽たん 場局も -C:

女なか。 に落ち 寄せ 何だ。 たを煙草の 募集し な女だ。先にゐた人 た事 灰な 務別 たき かっことは時は書類 ながら、 それ を 1:2 开学

書は、生意 は رىمد な mi b と痩せてる

供養 76 がい 出 米る 御言 どらし 12 ま よ。 7 もふけ -> \$ ま きまます す -f. カコ L b な。 V P は 5 北 な 變性

子には 近えたよ 本語 新た機でで は首を仰して らんにお日にめなたこそ。 方かか 御っすればけ でら現代 して隣の < す。 Fo ほ カン やら 何處 6 5 ががったかけ たとに 玉子 K 思なる。 6 見み रें 6 4結ひ遊ば、 んです わたし 人恰好 一寸髪を撫で けたせ たを子 しもほ it -C" す れ す の大きなが、できると、ないでは、ないでは、ないできる。 0 2 わ とに ね。 日に王肇 が

1

御二築三 在言地方 0 -6 -0 B 御いおたに あ なた。 世 なら 明石町で 36 近急 4. ぢ から近ま ريه あ ŋ ま 43 4 2 ٤

らったいというで御在まの方から出掛けま

7 やら

け

n

だどな 横を向

か

ます

#

私たが

へ込みます

ま ま ら話

かを見せ

5

は

幕\* ボ 0 オ 明らく 1 た席を が でと言いた cop b と食物 立た 世 -) 0 な れべ 俊的 過ぎ 代よ 二定時事來き 別認 が 各島 かった。 0 で 夫言自く 紅紫の は席業

から

82

用篇 け

橋院長

所なやら

かって後かがって後か

行いつ

9

nga

T

カン V

女の横顔は 引含あ 止つて煙草で 北四 7 K 端 正つて煙草を へと這入って その **ゐる** 出口へ近家 川橋院長 誰 を見ると何やら と歩きながら P 6 行い -) 0 さながら往來の人の聞から其のの姿を見つけた。俊 藪は二三の姿を見つけた。俊 藪は二三の姿を見つけた。俊 藪は二三 1 -0 0 のたが、二人の 壁に背を ~ り見むだえ を何心なく 一人與下 から よ ある せ掛け の人中に立 く見送る途 de ・うな気 いるやら 其そ

ドク 橋邊の宴會で度なれるない。なが なく しも がら 6 V 3. あ と同時に女優は見いか知らといふな 0 Ħ. 不思議な事 ないない 六年前まで 其そ ŀ たの ので、今川橋院長がするとと 圖継子が女優をよした となった。 もない。 は、 はない。 けん 0 N 自也 自分がが と深意 あ ク 0 た事を で度々そので いくなって子が の影場の 相きる を掛かた。 思出出 100 w. 近ない。其 見って 供が出來た為 直に急ぎしない。 ずき が話をして ٤ 無ぶ は \* れ 出て 共に、 其を臺流の時に出で あ ري الله 其で 0 红 口台 がらい 川橋岩 行" 洋行婦 俊山 を の場に立止る は つた。 何先 対対ない 敷台 20 き 人込を 少しし は歩き いた事 8 たとこ 0 ではな 理り由当 だとか ŋ 滅は新たいに Z, のきな 氣き 或言 8 少艺

> 正正出子と口 田で 民場 たの 图出 が 0 が着から 0 た。 反對於 東はつ 書がい つかき とかだし Ł とを関か下が 步 1500 できた。 である子代子と がから子代子と で変るの

### T.

を であり であり が であた 虚から とう かん 娘であり かん は 最有の 雅安 は作学 文表がわ たな。住すん 何なれの ほ ほど 學等校常 間優か 灰. 分れるやう मेंड्र 親と いに通か も全くちが もきなくち 多 れて成績 な仲で つて に一度か二度ぐらぬに うな響で、五に訪問と うな響で、五に訪問と はおければす るた頃 15 ら學校の門を出れて一人は四年の程穴一人は四年の 良 は株式仲買 から ~> 0) Z. 良よ な には 70 4. カコ 75 4. 方号で つ 千代子 Ł た。 干古 日本橋和崎町に 代子は はすぐに行 と玉子とは 涸 合め II. き 位に ·f· た 護され TS 红 事

计户 71 741 15 後いい 八に過去 然上三人 やら 信 心 知片 合党に まづ 安くなつ 玉皇心 た 人とう結婚 娘時 持に 偶 0 方言 から たやうな気が 図 して、一人 の特 間。 [几] \$ 人は ti. L  $\mathcal{H}_{\tilde{c}}^{\circ}$ HS が 2 it 前にい 其心 た或けつ として見 1) りもが設定した。 オレ Ł

結れば、 T. 0 1= か 红 7 同等 0 本言 たた 0 た課で ~. . Ľ し電車に -はる つて其の良人達に 力。 で り合しす ア居や三越 互にまだ尋ね 0 度にな 自合ふ から、どう た 事を 機等 K i まだ知られて事にかった事はた 食さ 11 行 0 L, が たも た。 事も 然 0 カン

様子

艺

沙京

do

75

男き

110

Li

他た

人

0

細さ

は大抵

わづ ٠;٠ ند 先派に 人の方でも 口名 なった職業柄、各自したの方でも一人は熱酸し し女同士の親密な様子 其の名前位を知 き 0 0 は院長 成士一人 i である 0 た自じ 細言 る は粉 君公 日然と遠原 かい 過ぎ のの話で な カン 15

れ 活金 K 御然然 ただき 事 で ま せらい 5 願記 U ま 世 どう うっ ぞ ٤ 此等 俊儿

院を表 0 札をつい はボ に返え 才 け 1 たず を を 呼上め 與 其の 方は 樂剂 0 の食を で、 川高 くと俊 橋様、

めてお 目や 10 1) 今<sup>()</sup> 日<sup>(\*)</sup> ま は 0 お名前 7 は承し 知得

す會釋して して可な 椅子に 食堂堂 0 主の灯にそれりきながら細い 機會で 5 細言 ٤ 君注 なく其

> るので質も質を見るや く出來てゐるが ゐるし、質 豊であるら 紋を 女 女をなな 羽織に 院を自じの様子 0 玉子 7 K を しては た。 1) 11 頰点 無二 ď, か 1 0 概に飛白縞の金紗お母の二枚でなりと思いますというというというできます。 これを思います 成は物言ふ つくつ 基だ は あ 17 \$ L ブ ア色の紋付に荒いの眼には 千代子の眼には 千代子 0 る。 たかぎ -1-無もと れ 理りや し見る女優、 四五の小娘ほどの身長し 3 は二重 千代子の クし海手の かに 同意 7 ねる 毎に が、然し V: U かまてき からだ 训办 やらに 5 な心持のする 皮で 受けい が 0 際 ょ 子が 人情の すら 0 丸部 指が < かも 0) よく 内付は却て千代子より 二点りは よる 0 7 L 川龍 祝の二様に模 智 1) 橋のな 時はれ とま りと 96. 过 見える から 顾 ほ 女 思なは の細君玉子 が後の るかな 渡立 する などか 一枚襲、 -カン 俊品 模様の ま دوم な あ 4. やう れる藍縞小 一枚襲 る 力。 が禁え しに 色岩 應ぎ なの で に懸麗に見え しかない極く 藤色の 临3 異か に映 服的 ある濃 0 を着た姿 精巧な御 に對於 ij 115 15 の、年 つか 皆然小 なり た型な ٤ Ľ は が一手柄の 川龍 圓蓋 して 45 45 衣<sup>之</sup> だ ¥, 力。 オ 橋江

長と見える 良ると 院長も 程身長 變 1) 地方 4. 0 肥を Æ 才 たなど -ン ガ 小等に対象を

> 報 輕以快点 Ł 20 75. 到時 湖市 る ふ、其中 動から 圓夢 -J-L 0 0 -所心 層調 年七 質っ 額の度 は 柄流 く見みえ だ Sp. DU 知 th - | -なも大分禿げ \* 200 血られ 60 元気

ا معاد 1-3

杯ざと が 一さら 一藤川さん。 私だで -} 0 ウ す 何言 1 カン 飲の 何色 --. ج カン む d, 上京 200 何だが 1) 5 ま カン 44 様う 子ぢ ٤ 淋蕊 0 HE 14 本法 -洲点 江 4. カン

正子さ からかさ いる器に ね Ĺ ん。 腰を 赤点 No. 行四 行為 t カン h L 11, な 類計 さう でぞか ボ す 才 は な。 1 N 1 を < 所去 成 一は椅 IJ

チャラ L 一代子 カュ 17 の言葉を 機等 會 10 俊品 感じ \$ 初時  $\subset$ 正 15

丁をない まりで P 5 L cope つて 7 仕し 居りま 様う 0 -) から 御言 なり 36 す なり it ま 6 45-オレ E -3-れで 王生子 生活に 起 から 人 同な 力》 カン

まだ一人も さらです \$6 V 宅で Op そ オレ 7 お 道理でお 機に 枯 樂坊 孙 す。こと院長 0) で い智だ。女 が

5

序祭心

の温記 眼はは

い勝気な千代子すね。」

もなけ

角を変

7

20

3

な

Ho 0

顷 d

7

事と

できなか

つただけに今は

ŋ 誰に

6.

、ムえ、

の女優さん…

今は

cop

めて

居を

ま

た

0

ると玉子

it

却で相手の言葉に釣

ŋ

り出され

たら

わ

たく

力。

is

あ

0

宅でも

随着分

お

れてう

御信

ますい。然し何

青い

仕:

作言

东

らいいって

居

ŋ

主

す 力

け

れ 0

世

女をなな

損えで

ます

3 たので、

少さ

も般め

ながら

玉子の

顔を見たが、

す

玄

何の氣も

なく

一日会に

出た

すぐに心付

0

7 つだ

ریم

つと気をまぎら

L 晩ぎ

た事

があ た

つ

が出來て 居ります やなんで すけ カン 居り 3 緒とで そのくせ ほ 留守 0 ま 言い す 2 御二 仰信ます ね。 K Ch 何處も 別言 L ながら は ょ 15 0 からー 2 も彼處も綺麗にお掃除ら玉子は、再び精子に 用き き ぼど ま ٤ 吏 す ٠٠ ٠٠٠ 25 せ 旧ごた う 7 川き メ 0 à. るら いん 0 刺し

> 有意 ま す 多 な氣に さらして見ると家ば ね。 ほ ~) んと 步 た んよ。 どうして 胸寫 15 0 女ほ 思惑を -) しとが 男を F. 0 -> -) と王子の顔を見 まら 時に打明けてしまひたい か っない見じ みんなさう IJ だ ye. 無な 6. S な な な -から \* 御られ で 0 御信 lt 御二 وي

う御言 いたり ない 饭 7 ٤ 九 の事を なん ま 語言 \$ なら、 do カン あ ま 3 なた。 3 れ け そ それアリカで ま オレ 時きたま す 5 ٤ 内でして ほ よお遊びに 0) んとに 方だで 7 心意 から いら なんぞ置 持 ないったとし から わ る p

し良人一

人ぎり

で・・・

れに夜き

が

がおそう御在ま

御在言

玄

4 な

h た

\$ が

子二

供電

は

制物

8

皆あ

かなす

~)

たん

でせら。

る

ま

\_

0

なせら

12

すから

T.3

十代子はい

cop

良き

人の

1)

0)

力

時二

浦

わ た お妾がお有り が 4 んけ 時差 事と 0 オレ 御二 やらに目を呼 輝紫子ぢ の片付かない前 どねえ・・・・。 あ do そ ばす そん 0 00 が な 方だの -主 一先日お日によっている。 深意 い開 やらに 係 かい 代子 は 見から は

動物が たと たの なが ま ん。 だと 7 カン して お 4 子二 3. 來る ふ話なんで さんま やつばり るやら -00 な気が でらかい と言 御二 在: 更言 L ま 0) たが 0 で胸部 于5 十代子は急に ·7.: 供養 Se Contraction 手を 御在ま もあ 當ち

> 妻が がな 今まま らで 7 ま 不 1 でこれぞと あ 6. - {-(2) 處かられ ŋ な な心持に 愛行 は L から思合せ な F いふ感者や 6. に関す な カ・ つて来た。 ٤ いふ疑念が れて居る 居る ¥, 女 良きと L 便与 の噂も op 起って 代子は -C. 御一 6 ま た事を ŧ

御部 D 至子は込入った事性のめにまづからいふ質問を 「正子さん。 感行 き ts Ð あ いふ質問を出 まし な た。 たの 初にどうし と手が 代子 してその事を

を銀座り 在ますよ。 大阪へよう らい何し て参りまして、唯合行 しら す から 繁 ij 4 から こって長続 120 なり するらしく上目づ に家てゐら 703 福意 前ま その ます があ ろ上手に懸し どらし 大紙月に一二度は い時は一 4. 去年の暮や 書か 時は まで j. ると は良人が 使にや てそんな事が 7 申を 40 おる小り手で あ の規 いましたと まして出て 82 カュ IJ 立ち っと・ 何德 d. ひに かな手を持つ 6 が 旅行 から 7 御子在活 まし 病家や わ ねたんで 其产 光に話さら するんで 0 カン た其別 行つ ま IJ 服がを がきに歸 رن 何答 まし す てお金を から女中 御在ます か用き 一瞬きなが た が見那たなな の事な cp 御二 んので た 在言 カン 0 カン

(371)

つ

床さ 手で子で 助算は 15 丁度書飯も一月も早や一 を 一歳ぎ 組《 カン 立たて HE まし を徐 居る 形态 た後、小間な を運 す ところで かり して、茶の 使と なの あ 0 0 間葉 0

めたが、 際接間 手飞 ŧ すぐ急し ま た 30 北斯スト 通に 真然 しさうな調 印意 0 i 掌を膝 。と千代子は上蔵の中の 7 ね。火鉢や 子で、 かえた お 7 茶を持ち げて

あり

Fi

髪もこんなだ

つて カン 郷なの て一人でせ 新さ 座戦 0 塵を排 は寒うござんす かく 一代子は つ 7 るた仲働のお山を L 微細い ながら、 から 處に のお山を順に残る まで 気きを 和か子:

な月日を送つてゐる はいかに千代子

かを想像し

たので

ある 幸舎

8

から

20

家の

主法

婦とし

平心

な

前に

才

人ない気が

後で手で 十代子は 來な って背 < 0 箱は は -3-そ 0 手 ま を洗ぎ 早時 つて 「手を洗ふ 初織だけ 治· 四海 お湯を持 3500 また

枝葉應ち間を 0 红 和を結びながら - {--概念の 判形の卓子に揃ひの日本座敷へ堺殿へ堺殿 態接間 界段通を敷品 の版掛椅子 、立つて行 めれた

子 を丹念に経合は が目に立つ。取分け た書がた 派之间是 が慰みに縫つた 祀 見み 0) た 10 の上に小猫 の大好 木瓜 迎す座敷の様子 电 きして 子は椅子 0 が、 だ ľ 2 斯煖 **列きな花であ** たと思った。 花は自分強が であ 画が の一般插に、 る事を るの して ع いくつも載せてある から、 お を り良人のネクロ 作った小道 めつた事を 綺麗に 床の間 て待つて II É も選子は は長椅子が据るて 學校にゐた時 L たし 自当 4. 北法形の いカ いろく 15 を思合せ 直に カン 園と 及 7 10 け から見た時、 以前 イら 刺し ネ 干力 7 1113 一代子が活け がが習っ 織ら中な な物を載 工 それとなく る小米櫻 かをし シ L 七千代子 接 デーンの Sp. たの 正宝の 世

思想 ってる には をほ に、見えない庭の方で小鳥 庭木の影をうつして 代はほん は 閉し 障子の do X るの き 折行 変を見ると、 た障子 玄奘 お静でよう御在ま 数 紙なの 何效 となく 前馬 塵が 1= には二月木の静な日光 くと竹に 25 Se Cole 挨拶よりもご 物彩彩 る。下町に住 る 珍しいまで心持よく 山林の 寸 戦が りも先に住居りわね。ことま 0 の花の見事 L 風かど む玉子 とまずは いま」にな 0 音と共 の光 なこ

とを ほ 80

障子を明い 子には 何性も せに 6 を持つことも 國門藝 红 庭员 6 製の趣味も、たしません して さぞお けて庭を見 置け ない 廣彩 6 ららしという 性質ら I) んで 御= 和言 で、 义何等 から寒 御 在意 少さ 44 L 主 は得意の 110 たが、然し千代 なかちっは 5 よらず人まか でも折々

梅は日常 れて見えな 手水館 入をさ の屋や 庭证 7= 6. 根料 やらに法く 多年男の 当当のよい終先に の鉢前には南天の實 ما 20 せてねたので、 垣なるば いたきる 4 力 かく 博士が存命中絶えず植木 ŋ から か、年々 れ、 今では全體に古び 20 府幽邃 1,1,12 往来の電信 生茂る樹木に隣 が ちらほら吹きか Ho はに見受け の光を浴びて染 も連ら 礼 0

0

く日野 夜点 を庭に移っ から立た 7 ぞお寂ま ほんとに気が た玉室 して L < は 子は障子際に を を がないくし あ た ŋ が 玄 世 あ W た常 カン 玄 ます IJ 办

馴な ょ れて 居空 ます カン 6 2 れ 思想 U ま 43

「わたしる 11 部間 御在ま 力> i H 膽 病で -6 御仁 夜点 丽沙 カン

の頭を載せてゐた。 と言つ たが 俊 一蔵は 矢張 ŋ 枕の上にそ

らつしやいよ。」 何ぼ馬鹿でも にはそんな我儘を言ふ資格がない位の事はね お別めしたいと思ったってね。わたし わかつてますから ね。安心してる

あ船いツ。風暴だなア。」 あんまりよくもないよ。 へお帰りになつて即様にですか。 れてき 折角遊びに來てさん あ П (

ら眺めた。 は男の二の ほんとに大丈夫か知ら。御兎なさい。」と辰龍 がつくと大變でしたわね。」 つた自分の歯の痕を撫でなが

「終しるが ムよっ 僕の身にも なつて御覧。 造る

一口光ばつかり。それでも今夜は珍らしく電話 今夜は有樂座へ行つてゐるから。

虚言ばつかり。

あなたの方がよす気でも先が

たんびさんと、原味を言

LI

ょ らほんとにさ。少しゆつくりしてゐらつしや それぢや十一 研精會か何かだらう。 あらさら。何がある 時頃までい ね。 たまだ

よう。 つて居るわ。 「え」どうぞ。お氣が向いたら。當にし 「十時としよう。 その代りこの次は書間から來 ずに待

「お別智め

な

いから

い事よ。少し位いる

もら御免だよ。厭味はよせといふのに。

明けてあるしさ。公明正大なものだ。」 すからね、何でも初が肝腎なの 馬鹿に信用が それぢや初ツからこんな正直 不斷の仕付がよくないからよ。 ない。泊れない理由もちやんと初ッから打 がないんだな。」 なお客はあり 女は正直で

と言はれても不気だ。 してなさいま 「今までわる わきへ行らつしやるやうない 「まつたくね。 「おや、妙なことを言出したな。 日本橋の一件ならとうに 惜しかつたわ。」 いから駄つてゐたのよ。 お宅の首尾をかこつけにして、  $\Pi_{+}$ 85 そんな悪い事は決 ち 玄 つたから 然し随 何效 分之

65 がないだらう。日本橋の人に聞いて御覧。」 それでもよしたものは止したと言ふより仕 んとさ。ちゃんと知 -, てますよ。

様さ

から。 「どうしておやめになっ 別に理由はないさ。 もとく何でもないんだ

話がからじたのね。さらでせら。 さるの。 「フラさん、一 られない 「あんまり 何を いふんだ。實はさう方々遊び歩いても からな。 仲 が良過ぎたせるでせう。 體あなた幾人お馴染 それでよしたのさ。」 お互に痴

よし 「一人きりさ。お前だけだよ。」 7 頂戴よ。誰がほんとにするもんです

養者も義理。お客もあるなると率いされ。」 はたもでする。 なるとのだかられ。待合も義理 にあるとする。 つたら大變ね。 うそんなに遊んで居たくないんだよ。日本橋は にしてしまふぢ 「そら御墮。いくら真實の事をいつても皆うそ 義理であの位なら、どうでせう。 力。 冗談は置いて至くも 義理でなか

0 どうし なっ 子二 信まし なた。それ 相談に行きまし の泣な ŋ は まし 0.) 知し 其 込 Ŋ < からどう 摩を 3 たけ 事をさう 小し當てま ね 6 け れど格子戶づくりの二 2 んな ・椅子を前 御二 遊ぎば 任ます 所の向 明の ち 仰点 間えました 思ひまし 0 實家へ が乾乳 人是 の撃も てしまつ お宅がお節へ まし ね、心安 行つてそん た め 聞えまし たか まっ た。 子 た ŋ

> 言って 和なの ら、 男き け 後 あ わ け H. れど、 たくし の場合は我 はあ な る 15 は意地 旗げ た。 子さん、 6. 事を やる と中を 事 その op まり もその後 参りま しますの。女な 0 假: 叔母も 改物に我慢をして事を荒立 それ 泊つては來な ば にまかし なるも ば き出し IJ は防分面、 でも 手 Æ. ます 11 もう早れ返つ 0 切 だから 共产 まし なたた。 れ と向記 たけ 新光 玄 やら 中 そ を れど、 思は ほんと 0 0 ら強し てひ せる 0 7 居空 中をし なり れ 今ばや、 ij 7 る 7 小事も ます ま す ょ ま は 夫 却かっ カン 其言 我が カン 4 持ね。 御信 靜。 何免 7

たんで御在ま 家の女中がすつ

なせらの

\*

つとも

田浩

村町三丁日

地は分ら

な

力。

0

たんで

御信ます

がね、

前が分って

居空

りますし、

先だか

その

Ho.

0

晚

そつ

٤

HE

掛けて

ge

何言

で カン

き

いと思った事

がちよい

御信まし

た カン

6

が

れ

まふも 御記

0

御二

在ますよ。

いつも

ŋ

其の女の

人是

せに 0

其を

時等は

あなた、

名前と所を書

てねるの

まで、

かり傍で見て忘れずに覺えて

B 聞

0

方の小切手を見

0 だと き

銀門

窓き

處へ遊

で

まし

た

办

んで 7

ます。

る時は可

\$

カ

B た る

度とに

知し

御信 する事も 様う 慢してゐら 7 0 遺は 傍葉 考がんが わ が御在ません。今更 76 ことと で ž, 却でっ いから見れば ます たく へるとし 入い 宅 す Ú など L れ 40 か Ę D は ち き 0 L がら みんべ ば 宅なぞから見る な ば同意 っさら やる 6. のを承知のこ なた、 ますから オレ 同じ事で御在ますよ。なっかも知れませんけれ わ る 無常 ば わ 12 良人の かりで たくしの 焼館ら れ なり 12 祭し 上さてし 品行 せら ま 方は す 用意 VE L つから i 2 ば 4. H たとに 居るる 事是 れ カン te ま を言つ 外を L は 此方 は外気 0) 1. 仕上 内京

0

でに ~ た く なことをして ます。 なつて見たい もう一 にも of the わ ですわれ ス 知ら ま 度学 テ B す 力。 IJ 75 來了 校に行 1 6 も だ 時分が ね。 がら んだと 0 男には L うて 2 だの 見え んくさら思いこと わ た時に と反對に攻撃は THE 女の よう ま 力。 -}-真 御ごわ 1 12 情勢は やらなと 1 まし どら が 心言 カン

な庭の方で碧 人は顔を見合して が 啼いてゐる。 同時に 深刻 65 点层

## 五

1113

たの つて 一つ夜具の中に 時。 ま 時計を引寄い は反龍と 7 頭を状の また時計。 7 ぢ やな せよう 上えに 力。 腹陽 とし け 載 ま 主 4 まだ跡るとも せんよ。 た な な た影響 ってねた俊 が 手飞 ع 枕がたの 時亡 連り押 間窓を 1100 そ 900

オレ

0

N

ち

な

10

始もめ

で 人, 20 3 事心 だ 務りた H な 0 3 で、佐と 岩影 竹存 6. 1.t 女がながな 北馬 訛書 人为 0) 開ま 失う 0) がに乗っ 中 な 60 高いないる

3 を やら その V 何答 カン み カン づ んと つ 一宗教家 0" あ 思な 変ね を な --資力 護 \$6 置 0 7-1 願恕 以外に き 0 L 5 8 ま 僕には が 賴等 L 何色 也 D., 方に社會的 ね 7 主 カン る E 2 演え 0 <u>۔</u> ع 5 る 7 0 B 0 居る を 俊山 が演える ださ る L 藏 的語の は 5 ريه U V. ち 調修流 生 で 識量 た す。 ge あり を 70 あまった 500 每清 は得さ き る た

よく の魔者に関する 女を 直点 ぢ 辰 カコ É 0 産り 告に限を強 継崎 Ł 今ま を t 儿 を移る 描 さら 7 0 た 見み は V. رج 唯意 す 3 5 -0 あ 上海 た す な る 化力の空で -6. 元は新 者是 B カン 0 y. 共产 を 0 家分 見み HIZ. たらたい レエ 代拾 it 却て不紊沈 0 を 望の IJ の廣告に み に誰を後います 75 TS が から 13 呼 藝行 は V

利。和サ TI た。 第次 がます。 はまた。 たっちにっ 步四 カ がだと ル 楽さ 门岩 才 0 作集 -0 雄學 \$ す 料 0) 心之理》 0 論 を 洞 20 0) を 3 お 事品 満よ 4.

> 寄養 職等 らて と 非なて 經過を対するには L ず 別ざ其を じさ < たや 窓場に (2) 5 横槍を入り 45 五. 俊巾 感激 ŋ 本艺 何笠 + 5 せてし 非常に 5 清燥を 來た人 がだっ な處が y, 7 を だ 佐さに む成程 は 讀よ 8, を Ł 竹店 相法 別か 思慧 作さな 佐さ 傍点 他を 6 0 主 オレ 版と 竹穿 だ TS の人に 3. 竹存 6. 11 Ł 四 直が 0 0 け 13 角空打3 0 0 が 俊品 湯なく こん Z 無も何定 れ 90 いで K TS 1) 5 步 ば 5 風がなっ 傳記 查验 60 道堂 ながったい な事を 感激 力。 なら Z, 熱等 そ ~ \ を は 激きを学せて、生ま 0) 6 を 佐さ竹行 ね 打京 现货代言 心之 礼 75 あり で覺え出 を TI 胞药 1 考如 な意志 論う 6 ٤ 洪芸 11 事を 8 7 決的 に俊 を た。 'n 作さ L る。 無世中 7 L HIT **\$**2 知し た。 竹诗 7 理りら 佐さ 20 減はない つて に決撃も الح 幾分かい 竹存 造物 3 傍だ 10 た 4. 待合 能後 らんな 今更 中後 ŋ 何德 は程度な るる だけ か新 10 川雪 神比 力 寸 かい 世 B 論え 途

心意 話裝 2 6 7 L of 9 んざら 中文 0 Ż C は が け 神じ は る佐き 神保育 飲の 家記 2 た 歸か 40 0 9 談話 乗換場 Ł たら 其名 何产 事をば 边众 カン 來る 1/11/2 カン n < 主 思を -6 甘菜 休字 2 語字 まず 白馬が

車片 0 通信 る変行 表通 -(0) 中で を 派の

> 氣さく 格子 門党等 ŋ 吹え 拾て、 Fic 川陰 二階は 杨江 IJ 手下 14. 院是 2 家づ 洋家 IJ カン 11.6 17 两"是P 3 る 1) 鳴な 仰管 池原 17 安地 ! 響なく T to 屋中 0 同意 (1) 给心 4. ŋ 0) 音響に 設札 -j-4-新 內言 ž な 道等 HE カコ 小京 を 15 L E

院クセ 人い 長 う。 つつし 2 82 小言 de <" ⊐° ts ま L 丸脂に し 靴ら を 急急に 神代老 新 0 主 た あ 0 何党 H. 下げ -7 肽た ば 新ど 力》 16 ŋ ‡6 仕しのを 女族 3

が

0

る

單なっ E を一、三 神学用性を It 衣 社 カン かっ 1) そ 壁ない際言 护 . 本 明节 11 早場 け 下是 植 館送 H 返於 子记 多 に変 は耐ずる オレ 衣い る 下上座 を 桁 彩 新原 池 にはない 庭紅 0) 感 0 内部 (2) を 0 4. 概言 金魚 0 策が生巻 前点 主 子方 45 題言 7 0 微裏を 障量 鉢も Ħî. 框から 月かっ 銭い 明りけ ij 0) 11 と、梅で 夏ら 真語が で百合い 17 續記 彻今 た から セ 0 L 過す 二二二年 ų, た終え 治な木 あり 0 け

間でか 用陰 を 像売買 四部 分流 母誓 可· 当治 御信 有等 狮き 座等 頭響 His お格古に を 園と 撫な 0 1.3 6 胡き 160 を

なも 傍から見たら り見つとも 75

「まつたくね。 加加 減にお前もよ 藝者のく した方が せに厭い 見つとも がら いしかも知れな ts れ 6 なが

「何ですフウさん。そんなに 私た の事が御迷惑

怒つたのか。

ね かと義理で入らつしやるの つてますよ。 年分は冗談、 ねえフウさん、こんなつまらない熱者で はつきり 利が 学分は本気でせう。 何か面倒な事でも言やし 有 はよく分つてます って下すった方が おがでかまひま は決して政 ちゃんとわ な

様がない。 「お前の方からさら妙なことば オレ るより 仕打で見せられる方がつら 何とも言 办 ない 1) 言ふなら仕 めた。

て背

見ると、有樂座にはまだ灯がついてゐた。長明

まだ済まないと見える。

はら……丁度敷寄屋橋まで來たので川向を

をや

の話はこの次にしよう。今の 一お前今夜は餘程どうかしてゐるぜ。鬼に角そ 今夜はもら脚辨してく

よりも今夜は

は先に家へ野れる器

気がゆつくりし

巻煙草に火を

け

15

から

乗ららと歩いて行く道す ない。気心毒だがもら いろく はず先へ起きてさつさとはる皮皮をし 俊風 この二三日引きついいて暖過ぎる程の陽氣 俊風は車もいひつ はいは な事を言用す 下の時間が そろく やうに -[^ け - 昨を ずその没から電車に なっては 河岸をか あの熱者もあ Ł と女には もらいけ る時 7 力》

の中等 つて怒つ ある。 者の値打はない。 女の方からも事の起った場合あんせりをなり ひて も淡白洒落であつてほ ならない限り又情味を損はない限り で他愛もなく面白可笑しく遊 分だらうと思った。 ひたい。 俊藏の 女の秘密を探っ 殊更情事の關係なぞも見透いて 合の 萬事され たり泣いたりなぞし 藝者と かみさんに頼んで綺 ばけて垢扱がし あの辰龍はもう たり暴意 L のに對語 40 男 ts びたいと 神麗に手切! てねなけ の方からは强 ŋ 呼ぶ やうにして貨 な 何處ま 去 ムキに 6. 輕薄に 代数 0 0 ま

岩が生まれ 空い 返ると事務所の佐竹紅護 た電流 とその時後から呼ぶものがある 間は れて俊盛はまさ を待 うて から

6

その歸 つい其處の教會で講演 はな ij こと問ひ返し とも言 \$L 75

何か演説したの ij カン 食があったもの

「鬼に角現代の日本人は政治や社会を対応に移えたが腰もかけぬ中から、 ら誇った 氣にしながら眉の濃い四角な顔を突出 風で其の方へと駈け寄った。佐竹も は折好く來掛る電車を見付けてわ やつた演説と大體は同じやう はあ。 身長の低い佐竹は鼻先へ滑つて來る 時間ばかり辯じまし の概略を辯じ立てさらな様子に、 公行の制放と國民道徳の精神といす。 はに、 ええきょ だん た。 先月青年會館 な問題です。 ざと周章てた ついい る近似鏡を しどうや いて電影

ば 動為 少し真面目になら 電車の中には夜學校の歸りらし カン ŋ お話にはならんです。 辨當箱の 品性を高尚にする事が必要です。 しやう なけ な包を抱へ オレ 會相為 や単生が た事学が三人 合門別に

6 川智 は言葉は 切 0 たが ま うと思ったらしく、「二 然がし もち カン う な ば

0 の華やかな映像な風とは變に 離子も今は何か覺悟した。 後草 ついて二階へ上 った。 ~って、 しく節へ お とな 7 しく 來た時等

松島をや 鈴を鳴し 巻煙草も 2 弘 呼んで 敷し たが、二人は風を入れようともせず かずに暫く な ぬ方へと眼を移した。狆の太郎が挺掛の は縁気側に P つけ が Ŋ な りて が す。 ら様子段の上へ顔を出したが、 も裏窓も共に障子が 弘 き 一行くと、隣の蓄音機が常野津 0 は重に顔さへ見合は 火が 川霞 が から 橋江 な いので途感ひし V ポケット 處から ら吸口の紙を噛いたから取出した L 8 するを活響をある。 はさぬやう たやう 誰だ 0 15 始ま ~

さら お前まだ あ 2 なに 立近近 あ TS の桐田 口を 7 ٤ 開発は -C 17276 き が なが あり る

is

もう

あなた。

Zh

んな

わ

たし

が思

いんです

言ふんで あ なた。 誰がそんな 馬鹿なことを

かい 1 0 15 主 でそん い噂がやか #6 前馬 が な事を 何處っこで、 75 は な と言ふ う。 なら 0 銀子 幾い 関の方で 日か (2) 何時 お前具

な

ほ

んとに わ

わた

が思かったんです。」

0

す

から

んです

ああ

やまり

ま

す。

\_\_\_\_\_

す

ると記すは

言ない。 う子供まで そ 7 ぢ 何分に何をして 行け れ ريم から 10 あ は一體どういふ料節なんだ。 わ 3 たし 前に る だけ カ゛。 なら あり お前と阿 るん 0 日を窓 聞き 数 わ カン ぢ 0 た は カ رمه 伊心 J. た 親切が分らない でさら 5 さんと二人遊んで暮し かった 證據を お前に 生活だってさう に渡して え」、龜子、 事を た こすると ある。 カン 7

してか す 唯於 は 7 2 ح 孙 ま 4 わ で三 せんぢや済まない たし 二度日だぜ。 0 世世 75 だら -から 舞楽をよ お前き 0 不

ま

吏

日には箱根だ: ね 意 也 え、過子、一 をかくし 5 あなた。 そん 度<sup>と</sup> な古宮 あ 事が事がい。 0 築地 0) 件だだ。 E 龜子 は決と 度で

4.

ぢゃ ぼ僕が 高 れ たい。 でまり たく 用: な から さへ 6. カン 旗階 す が悪い も三度と オレ け さらく それ 0 事が 路 付 からい でいなる る カン 何先 ij

> 7 な ちち 事是 70 はし 6. ميد 種な 7 ٤ な 子。 ふ約束をし 度され よう 決は 6. ふ場合 してさう ぢ は何をさい 不多 がかか

方がやっつ さらいふ事があ 小都合な事が の心持を誤 0 口含 返す・・・・。 た だけぢゃ あ 0 那智 があ 修じ 駄が 3 0 0 鐘紡 たら、 たら、  $\overline{\phantom{a}}$ た から 11 砂の株券だね 6 お前の名義に書換へ カン がし んよ。こん 7 文记 15% カン 龜子、 しよ 度お前 お前き あ こん度 れ を わ

不多

L

ねたが ぬがなる は途方にくれ がつか だ。 一だから、 突伙 度と カ・ ·i~ 何怎 あ (2) かに泣く な ぢ of. 何急 次第に指寄って部 内にはいつか他があついて ぜっ た龜子 p あなた。 わた ない。 っったも ぢゃないか。 「壁を漏した L うに龜子心 の心持を誤解す 其の顔とか さらでもし のを返して賞ひ それぢ 龜子、 突伏し 外定 なけ 見る 見と 肩を撫で、 ま た れ た る なだ算 阿納の問 角空 ば 6. な は全く始ま ぢ と言い カン P オレ 川高橋に きら 3

に立ちま の敵を見ると 7 渡電話を に眩きなが つたんで 「それ 加斗を 戸を 忍ばせて二階の インつ 女中と愛岩様 が焼けて仕様が御在ませ あたりはきつとお出でだらうッて、 明けて歸つて來た 歸るなら 開き って ですい 川橋の和服に 明けて見ようとし 御信ますよ。ほんとに幾酸になつても ъъъ るので、 重 すまして川橋は何と思 節節 いきなり 母親は裏口から出て行 あなた。鳥渡掛けて参りませう。 参り 体へ遊びに がへと行き掛けた。 0 上に置いてある茶の用館笥 座敷中を見廻し 白統統 ま 0) P 歌い たが、いづれも って ん。」と獨言の 子である。 御在 きを つたか、 た後跫音ま ますこと節 った。 その時格 出だ さら言い し、言 川龍橋 すぐ やら その

引持け JUL . を経光 わ らに てねる 年党で三 長時就をのになる姿を見上げた。年はもう二三 つて長稿袢を衣桁に をさした厚化粧、青竹色の伊達窓に長襦袢の胴 る課 子三 ま 舞楽をよさい 川橋は少しせら。太郎に たし あ が あり ムにビス 売の市松 と値子は なた。 思記は 座り 0 同是 締め 太郎にやって質 十になる事は、現に帝國劇場の る。然し眼のばつちりした間鎖に頻紅 せて五年と ゆつくり 中松縞の大島で 公浴びて 時代の女優の年齢から考へても た肉付のよい身體付。 し果気に取られた様子 る位であ 中央に立つて印度更紗 ケットを神 かまは 笥の上 本ま. して 力。 ず エにビス 0 けると共に 紋り す り給をぬいで、手綱染 の太郎にやりたがら、 戴 版对二重 重 ふ月日 わ ッても とても 0 象 下榜一 たと時日 川橋の眼には で、 Ł ムんで の丸帯を 嫌があ N たまら 無感へ出 言い 0 一つにな 單なる Ė わか 衣 0 オレ る 角华 = 龜分 を op る 0

50 診上 「一部と 御門の 飯と 扇か 一あ んま 時じ ij 分元 W 吏 0 ŋ お 歸か、 ij てねられないんだ。 15 な れ ば ムんで 43 往宫

他子。

今日

は

\$00 前是

前是

きた

0

お召のコオトを衣桁に引掛け裾にまつはこほんとにとても暑いわ、どうしたんでせう

はる神を

母さんは電話をかけに行つたぜ。

ね、今日は。

にはきつと歸るつて言ったのに。

一寸眉を顰め

たら をしめ だから Hi. 時だよ。 ようと رمود する手を提 と川湾 何怎 たと 橋は及腰になって 思さって るる 2 つくり が半帯 もう

此品

ŋ

ながら常場

0

日を

例と

3

カン

け、

さう ま た よせんよ カ゜。 ね、 鳥き して心持がわ 渡あ なに行 びて來るだけ。 きたけ る 0 れ 7" がかれ 11:L 方学 な

3

おや、 また既に一

H,c あ 置 -5 あり なた。 又表 水<sup>く</sup>る から。 なす 主 た 11

\$6

湯がに

わる 何も意 「ぢゃよ い事 地ち L きます 0 カュ わ IJ 仰机 ر‡ ه る 4. 事を言 此方 るんで 域污 1J 4 お前の方が像程意 なよ Fig. 地ち

祭の歸り 地方 「部だが ダンス だつて がわ 書る間ま なんぞや だ んま カコ ッ カュ ١٠٠٠ IJ iF# る から 15 妙等 なり 0 な事 15 ま ば ツ かっ L 仰坞 打 る

事があるんだけ 時裏口に母親の歸 來る物音が に関す

0)

を立た のテ

ブルに紅茶を飲ん

るた男女は

红

-)

丁では

it

待ち

焦品 0

た玉な

が ٤ I

也

-

今は

何

I. は オレ

V 世

ヴ 82

x 3

B

0

來さ

思付っ

千代子の 小言を 日毎には一緒に かれず様子をも T 0 愛問 すっつ 身とと i 持をきく訊する して 0 は か であ をする 決して はず背喜んで食べる。 ŋ とを捧 的き 然とし一 な 過の同意 管は 行 ま の强い つ れ れ 力 きま いて見た。 一命とを な \$ ば 見る事 が不思議に思 7 L L 事は い熱情と真質とを要求し 0 げ 後な 兩親に話をしたとて矢張了 北はす 度も満足するやら T 0 いととい が しやうな正子より る を捧げる代りて あ て 心になっ 千代子は である。 な る。 る。 が川來なかつた。良人は かかい い課 和君の料理したもの 緒に芝居へ行く。 きく と良人 ショ 今更 ある 様な軽 はれる様子であっ と云ふ た。自じ 人の方には り又良人なる人か 今の 家の以産と會計 十代子は良 に晩れ 毎に「代子は良 以まつて 17 い心特には 外景に 處唯その年 な返事 より < ま良人にそ 分がの 良人の は て 北\* は 打到 響を 旧覧を 訴された 5 8 る 聞き が E 主 事 う。 20 6 遊ぎば に済 见" 口をの 中 駈か る 30 た。 記書 きつと。」と正子

た。玉子 H から 方号へ 迎に対対 步 0 いて行 方は 7 7 \$ る人達のこ す ナニ 4 が、 に千代子のま 中に玉子の する 折好 姿な を見 つく企業 姿が見え 17 Fi= ~

250 おそく な ŋ まして。 大變お待ち ちあ そ ば L た C3

His 111-08 いええ。 みま け 世 K 人が來た ん。」とハ そ れ ほ などで ンケチ B ので 8 御に チで静に額の近 ま 中 ん。 戸陸を押を押を

ららがではられている。 珍学 6 とはうまく結へ L 6 5 ٤ ね。 0) 今日 で す カュ L ら ハ 1 馴な カラ れ ませんか K \$0 結中 C

二月の末頃 額盤子 のの のすっ 顔を 色は 子に たやら 0 れし it 0 な 眼光 に初け 4. ね 4 30 0 -4 髪がの る 色岩 カン るで 主 でうに思い 關等 -C ひぞ見み ち 何贷 0) は 何だ。 連? が 2 小龙 オレ た た かととか カン カン は ておりなり 72 カン H) U. 來 なく な 0 がひ 食堂っ なく る 4. 程度 ts

> 突急然 と思想 思想は カュ 様子に 5 思った。給仕人が紅茶を置いて行き大方屋根上の明るい光線の作品を表した。 思むひ 較高 どう いて行 ep 作さ 别写 わ 加雪 くと 人是 -(" あら 73 82 上省 は

て。」 千ち 一代子 3 ん、 今け日本 规范 K は 御二 用き から **\$**3 あ ł) な

0

000 わ 40 たく ムえ。 36 L L 別るに カュ 晚生 少し 0 には Fi-75 たら 今望 Ó 内を ٤ ۲ 一緒に芝居 ろで ~

ひます。」 「どち 夜まに な 6 0 0 7 \$6 かっ 0 -}-カン る市場に ~ 行的 カン 3 カコ と問題

され 子二 でないる。 何先 顔を見た。日頃 雅子 کے łj てるた へ心持が、 ことで代子 からで よく 子の Lt 不思議 子の愚黙を聞かれから帝なの見物 さらに鳥彼 天変

0

の背子へ

を飲み

15

L

7

預念

く東京

は

ま

せ

2

0

變で御信

ませ

丁度自

分だの

なれた髪を押へなっというの姿の映って

0 てい 「まア 返元 \$ 多と手を -F+, 一代子さん。 っしとば -C 正子は カン 切拿 1) 1) · F. 3 段ださ 代子 红 内意 あ で ま L Ŧ) 0) 顔を 唐管 突 15 愛力 何怎

は鳥 4. は島渡あ #1 があ たのださら 氣を配 IJ 御花 Ų,

わ

一路音高 でも 探系 る やう を殴り上 10 に手さぐり げげ 75 1= 川陰 橋江 0) 手を 捉

拉左 川澄あ かな 稿记 な 11 た は関す 0 手に女の B Ų, 身を نے 心是 彻左 から 3 起き 気気の L なが 毒さら な調 专

七

子し

なっ

ねたの 8 0 に少方だ 弘 け その 一買物にで 作ら ap. 小する が たり 給は着ず う 0 から 散 後ご 俊玉子と干 木屋 た 食事をして婦 手で 0 やら 時は 0 7 月ぞ で、 から気 \$ を 出掛け 彼岸前 H 2 0 書か 千代子 玉子 知いはい 代子ニ 4 る 0 4 な きな 時等に たり た。 を 0) 0) 2 顔を見な 3 ŋ て來ること は دوم 天氣 は す は は夏物を見に 必然ず る。 そ 5 姚 -1-な寒意 外がたい ル ひ午飯をす が定意 三き 降電 誘い 單衣 い日はは まると 心や白木屋 合ひ、一 6, 公を着 立等是 た雨葱 あ に親と ま 5 俄 す 4. とととも た 0 5 緒上

> 見えな 行业 0 來の から 人に気を め給は 重 カン つ -J-た。千代子は入口に 0 0 姿がた 女に物を -> は け などう L た C 事 0 か け ま る テェ 間等 食 b ・絶えず 堂等 ブ

Ŋ 口をか 0 6. わ を見廻し 女是 男が た カン 待班中 隊の 0 6 ってねる人と が は直様見つけ で、 か、自打幅を 内を続いた。 丸部に結 テ ながら、 I 丁代子 ブ ルに煙草を 0 は危く椅子 った色岩 82 ą, 7 八波見たい いでぬ さが 静か かすら ž に歩み寄り、 门岩 0 と立等 からなた 時玉 小小 6 4. 風言 作 20 ると、 たら 7ij 鳥渡あた 學生も 延堂の よく 0) 女が誰に ٤ 北書 似に た

一覧分待つ一

6

した。

女を る。 はがなとな んで 重なば 0) L 顔を見合い 1なさ ね た。 さう。今日は随 の茶碗 カン 給は仕じ 拾ひ取 から IJ を握るらし、 二人は近くの ts 弟 0) 0 かとも思つ 女が紅茶を持 ンケ を 角砂糖は一つか二つ チ 五に微学 ちよつと歴ま テ から 4. 55% 樣子 落 ı テ 心是 ち た ブ 工 关 n ブ が 迎生 如 EL. 0 ル た んだ様子、最初 んで には千代子 -奎 0 T. にきら 0 排品つ 男を た 70 來 カュ 互称に が る 0 7 足を うぐに折点 き 渡 初よっち 3 男誓 して を踏み から 7 中等 居る 152 な が 11 祭

7

Ħ. いつ

附

食堂で

待つて

こと

に所言 先生にな

7)> 及ぎ

112

も

代子

は

下汗

足札を受取る

や急

でも道 H

程

から

ち

が

3.

0

-60

正

方が

-0

工

ヴ

エ

I 7

タ

7

に乗

松中

一根裏へ

上京

つて 否是

> 返海 らない る る れ を 7 L る から 6 女はないない 男を 0 ボ 7 -1-1 が 主 2 7 使記 用言 Ì 頭: 0

取扱ってく 在の良き に再びそ 度を 愛恋 放せ 以上人 千代子 ってゐる事を思返しはじめ す & 取出 びその ts 0 3 な心持に い、変 人 61 は服ら -0 0) いつ 方へ気を むる 俊感 れたら 75 なる is が ٤ い。氣き あ t 取出 TIE ٠. ن. 1. のらうと、田頃 分を、 なに嬉れ is ま が まり r オレ L 0 る。 親 ~ \_\_ 娅 男き F, な暖地 -زان-突然が 度<sup>と</sup> Ł 4. ور دن 肽 思是 な冷静 オレ - (. を外れ 自己 Z, 前也 15

情を独 たり た時等 であらうと思っ たまく ら高等女學校までず であったので や学業に熱心 人の妻とな -0 代子 は私気 す ŋ り上にし 自分だ 4. は近人の兄弟 -C 11:3 ىمد 0 た役 らに れた時 ٤ 豫出 あ 阿智 親先 想等 -行 2 なっては D の手か 7= る。 た。 do に如く良人 た 1 の中で唯一人の 一代子は、學校に於て 學等校等 容易 優等で押通 42 兩親 i 人に對 な成績 學校 の成じま 20 \$ 一人がよりは はじめ L あり から -) を得る 112 は小學校 の一家の愛 女の子 ts た 7 Ŋ な 沙江 上之 E

0

あ 校世

何な 6

B

L

返金

事

0 カン いて

げ

カン

0

6

あ

7r.3

様で

作言ま

と思ふい 滑さり うて ば たり 女中に 3 35 た為め 戸と は 戸障子と こん カン 時じ な鼠暴な明い 障ようさ K 0 開閉を カン つとなって摩をふる 寸 はするく 8 0 の手売 跳なか it 方常 と走つて を とを比が た カン 1)

織が後のれ と は 程 程を小こ早等恐に間等く 其の 便はは 像を (" 虚淡的に ·のを\*\* 風言 始上招 終し Z 下窓 つてる に膝を せず、静にな 叱が L な さ 0 一年代子が 光学 ると見えて、

を下し

そ

< が 5

一で

0

き

0

タけっかっち

袖でがき

を を隔定

根な

羽 た

書から

华

薬はの なぞを 焦ない から て、 ح L そ 思返す を れて た心持も自然に鄙 代子 0 間 3 ٤ 0 さし 治はせ 逃吃 使 話を聞き は弘 ながら、 は げ に着換へて 込こ は疊んだ着い 風かせの 何色 る 7 ま を S. \$2 らに ま 片対 あ るとも だ 所に玉子 勝手 旧物を節等 0 3 £. の総 五月の事、樹の事、樹の終側に坐る 時行 まつて行く 離 汗もす を洗き 0) から 红 Ch 坐まる と立た なぜ 髪な やう L de をはか まふと、 3 つって行 な気き 押なり 多 ま 收益 0 から ŋ

> どら ない。 とやり 初りし 御中大学 お記念 か L カン うとし 出汽 で、友達を 分がの してそんな淺間 が 婦理で芝居へ ま を し あ 丁代子は 事を かか < 5 0 て、 んぐ自じ た 幸か すぐに うと立 -6. 福になっ そ 印書 To あ れでは 分言 B 一行くと & な 0 電影 がら情 掛か な \$ 係望り 心持 に思憾んで 0) たが 3 話だに 162 になっ カン 5 な 1 工業 が な氣 17 なす に今度は手紙を 4 水 て 子 風にでおた。 好為 op 5 から 3 た (7) 7 た んは な心持 cop まり オレ で う とな あ ば 遊慕 き 過す F カン

> > 76

金克

を

た

난

7

6

要様、御りをませい 方は pq 今け手で日本を --な ~ ときる ば つ II カン た では洋料 んので、嫌を ŋ 飯品 れ 30 0 る 企意 やら Elli A 20 き、 支皮を 0 110 庭は いふ御飯焚が襖をあけて強度はどういたしませう。と 下き だっ な -) 1= 家やの 面常葉 オユ 内包 は 少さ 1) 海京の いげ

子 タタカル が 0 姑島は 自じ 分で が 0 食事 なく 红 な 事 て献き て岩流 田島 い大婦は 35 7 から 2 西高洋 る 料型 TIII) カン 去 理》 1) で大抵行 3 一代子 明皇 たった

> 代上 IJ

思に来 ソ 17 つ。 れ (J 緣之 以 先 から J.:

なさ そ 红 れ 4 ち 合行 دمېد ~ 立た き カ u す 2 カン 馬のかい 後でら カ・ 干ち 十代子は甍所で 一茹で お置が

寝れ間 地で書きる などする る。 南を向いてい 177 出て行い ながれ ないていなる ないない ないない はんの 10 L 礼 するただはいなだはい やら 1t 流言 光洪 なけ 0 代語 とは 一家訓を實行 問だけ どら の博園 1) れ 明なる 1:0 ば 0 よく 上が住宅を買っ なら X. で y. t 風當 な 1 汕山 心にとき を買取った時客を を買取った時客 見るせ 7 がほど 働 HT る きよ 川外であ 入分 0 ŋ 3 0 رم

がは

行のよく 子・み供ぎが 遲くなつてしまひまし くしの手元へ引取って育てる事に致しました。 ま 子供に 事で から、わたくしの方から頼みましてね、わた は なるか知れな で出掛に人が参りましたので今日はつい 引かか ない女につけて聞いたら今にどんなも なるさうで で御信ます Ì ばり れて此 見、をつけ れまで 御在ますが、 がね、 我慢に かり心配して居り たの この先もう見込 我慢をして ださらで、 んな品

見ながら、 気きいひ しも 打明けて話をし もら 子には話したくない する ないやうな気がし では境遇が同じ も気む 聞かしてそして自 以前のやうではない。今は自分一人愚痴をいだって話をしたのであるが、至この分の上はいていましたのであるが、至こかのよう 0 があら いつもなら相手の問 であるが、 つかない玉子は覗くやらに相手の顔をな氣がしたのである。そんな事とは少 れたりするのは、 やうであった所から遠徳なく 千代子 やうな心持になった。今ま こ分ばかり言慰められたり は もう内容 を待たず進 いかにも辛く忍び そんな事とは少 の事は一切玉

「元ム、ですけれど少し加が御在ますから。」いましよ。」
いましよ。」
いましよ。」

2000 も思つてゐない ら其際に驚い 知らずきつばりと言切って、千代子はわれなが た。 85 「玉子さん、この女お伴いたします。 切符も失心ですけれど除 何となく椅子に腰をかけてゐられなくなつ 御遠原あそばさないでも……。 ですけ き玉子の顔色を 様なので稍安心はし れ 115 題が 0 たが、別に何と 御行ます 。と題えず からい 0 カン

合を言ふべき事情がなくなつてしまつたのではい

淋しい

な心持がし

だと

千代子は何か言はうとしたが、今まで敵さへ

五に言慰め合つた玉子の身にはもう不仕たるないなん

ては居られぬといふやら

に、松子の上ながら身

ます。」と玉子は胸一ばいの嬉しさにぢつとし

「え」何ですか、急に

夜が明けたやらな気が致

「まあ、

それは

何よりで御

ね

玉子さ

あなた、

ほんとに気がせいくなすつたで

奇つて、 脚定をすますと玉子は玉を別かぬばかり「すこし下の方/参りませう。」

アーいえこと千代子は言葉を

L

7

下りた。 可愛ら お遊り 「玩具の れて参りますの。 日の朝仲に這入つたものが はア、ありがたら。」と言ふのも殆ど口の中で、 びがが おざと遠くへ側れながら早足に階段を てら見にいらつしゃいまし い見で御在ます。 ある處は何處で 官員では 御信ましたつけ 千代子 愛宕 眼光 下是 から子供を連したつけれ。明 りくとし その

### Λ

日D 「お花装 くやらにと、 一面にタ目がさしてゐるの 日に待たせて能いた車に乗って家へ歸つて來る 千代子は が常 家の内はむ 留守の中閉切つてあ 作湯 11 べき等の夏物もその儘にして千代子は出 さう言ったでせう。忘れたんです もさら言つたぢや つとするやら わたしが留守 った茶の間の障子には で、 ts 考さ 型の座の句と共 落を下して置 で りません

橋へいらつしやいますの。」

千代子さん、お宅ではどう遊ばして。

矢張が

懸つてしまつた。

簡なので、 0 L で、 -明的な 今では は 出 は窓 け 5 先年ぐ 所 な 0) 自し 下法 4 B de de 他に のになって 身 15 据る 2 馴な (2) 身の れて た変の E が強し 0) 事を なく証法 上意 話符 話法 C. る 0 0 をし 4 來くる。 順序も 7 話法 その 馬鈴薯を L 所 代り話の H 整ない が てねる ねる オレ 75 ま C P 6. 0

7 0 だと 外を 奉公に ٤ n 0 0 1 瞬號 死を た 3 移さ 0) C: 金克 出官 L 0 知し よ はお 然がし のこう た 0 查馆 ŋ 代よ はを見た。 北 此二 金えの た ソ は 禁的 持ち時を 才 何と ではんじったなだ 主 落付き しま 0 ス 1) 事も 一生涯ど 何詹 たなく ば を 干古 立等 調 H 人 間含 が出 少しし 15 する其手を 6 0 5 ず、 て見た た話 別感 は なか 割ら 委 な心持が オレ \$6 40 金艺 0 振 つ が واجد 0 が ŋ たも て 5 F) 聞き やら ¥, 10 そ 止 動か 眼的 ŋ の専動 一めてそ いて見 氣き 2 も思な を な気を C 0 毒ぎ

九

以縁は洋服 を節経 0 不多 角に着替 八

> 手のおから に茶れ ると ば一路真白く照し は 共に 間に から手をい 食事の 批 I: 多 なる た 試かき 雀 唐雲 木の食 7 の流 な L がら る 食物を 南京 き から 酒を取り 出てい 庭師に 000 Ł 前さ 來さた ま 坐去 初時極熱 0 化 夏な 子儿 子は経療の音楽 (1) 礼法 電影 を 州之

す。 外景 あり 15 な た。 ま 招 世 酒等 5 红 カン 0 オレ 3 6 工 よう IJ 1 御信ま b 以上 力。 御信 0 何答

なに そ オレ で結構 だ。 飯り 0 時は葡萄 744 0 方特 が 6.

減えを ので、 運送 0) け 重んで來る る。 方特 小三 あなた。 てく 間ま カン なに 代よ 使了 同差 れ 01 U 1+ 7 シす 别言 ば 11 ٤ ·\$0 良人が 云いは に話 俊遍 ょ 花装 いのにと思ひ から れて いる L ₹ は 何浩 カン 力 ていたい 默蒙 く改 でける話や から カン Ħ やう 简简 めた を入い 初時 口急 7 て一匙口 題言 0 が見つ ウ れ 红 ス フ° た 12 た ウ 匙を L ス さて自分 カン 0 ゥ 人いの 趣! と取上げ B IJ 3 プ を持ち な L 加沙 6

> els, 知し

な疑念も

つて來るの

->

4

ts

L

てる 人は

る

0

な

6.

٤

0)

AL

も涼さ

やらな気が

7

J:3 ス 5

犯法に

気き

を殴り

7=

時等

俊

減さ

初北

食ったい

た 知し ま 0 中 殿 こと千代子 様き ぢ 對於 わ 主 ¥. ス 口多 のやらに ウ (2) 4 を 20 吸 力。

前点

方へ行

カン

5

i.

はだに

加力

庭に

吹い

7

1)

ま カコ から

16

玄汉

居空

きう 潜設

花

で買か

た心

ね L

く食べい か判別 き過ぎて、 0 何多 晩食を强 張い合き では 能 が ٤ 4 なる 却て なく気き に三 かい れ L (1 ば 年況に 数 は p 5 1003 も別に小言も お酒 な つき 食だべ 护 ま を 6 知し りと分か 7 8 2 飲 0 思なは がい \$ t=0 11 ŧ d. 25 ルシ が 0 干力 オレ ま らは 下代子 古り 代子 ·j 3 オレ 3 V ま ٤ II 自じ から -C: す 思問 ₫, 自 身に 11.39 分だ 都是好 より 弘 順能な お馴ない 何先 な 人の d, 料整 外您 つては きな 新艺 FILL 食物的 好; L

藝者なん

自当

分流 ま

よ

ŋ

良きと

(2)

をよく

して 知っつ

步思 る Z:

進んで p

> わ カン

ぎと

自じ

分がた 思想

は影響 カン

25

0)

0 が

あ から

3

73 ¥.

どと

時等

自分の階ではりにな な生は が成りたけ 脾力 來ない にするのが第一だと思つたの 活をし 階好から お 金売 は もら دمهد 晩餐を西洋料理に 5 何がさて置き家の ようと お芋が茹だりましたやうで 15 外で食事をして來な ストオ ٤ のみではない、 思つたのではない。 の心造び プ 1= 掛けた郷の蓋を して見たのも、 カ> 内をも 6 良人の口に であ である。 0 やうに、さ 御恋 の俊 明ら 取と 飽あ 日号

は 湯を切つて たじきます。 ち 裏漉し れから タを入れてから L 7 鳥渡ソツ おく なし いつ 漉すんだよ。 プ 0 **‡**6 蜀 顯亨 0 やら

で参りまし れるやうになれ え、今日は大變よく取れてゐる 様で御在ますか。 か ばお料 樣でどうかから 奥様、ツ 理は卒業だって仰有いま 7 か加減がわか が上手に下 やら 9 取と

るつてお言ひだつたね。 金、お前け先に何 か食物 であったい を 事 が あ

6

直 教育 加办 たつ から 駄目だよ。 かるんだよ。 此る 頃 0

> 勢がなくつて一番徳だよ。 方だも 何色 きら さらで を言は B わ とも、家のお山 いきませんし、 カン 御二 6 作ませらか・・・ れてもすぐ忘れ ないぢやない 空分で なんか 御信 7 今だに紅 L まぶ、 ま 7 んだから苦 から 茶を ね 入い れ

10 で御在ます。」 御菓子屋で御在ます。 何をしてゐたんだえ。」 た様で御在ます。 金、お前食物商草 をし もら十 つてお言ひだけ 年之も むか 事を れ

相場に手を出し も二三人は使つて居たの た。 位はこしらへて居たんで 麻布の六本木で 何處で商ひをしてわたんだえ。 ましてすつかり 御信ま 6 す。西洋菓子 御二 御在ますよ。 在言 摺7 ます つて が 7 もカ 2 本公人 まひま 連合が テ

8

「御亭主が 「まったくで御在 ば ならな ない ます。 女公 御物 は一生苦勞を 河湾 あえる が よ なけ

ば捕って

送られでも

L

たんぢゃないかと思って

巡覧者

んが

2

る

7

\$

てゐるんだらら、

さらでなけ

れ

いと思っ 女質 様、お酒のわる 用りきりました。 樂の方がま た 位がで ただし ほど村るも 御 御信ます とも始末す 死ん でく よ。何が困る が 、れてほ は御在ま んとに有難 うて、奥 よっ 道ち 取りに 在ます 通の道普請の穴の中へ陥れて死という。 とう ないしゃ 窓 きますと、夕方になって 巡査 じめお隣や近所の方注も

來いと知らせに参

ました。

家のものは

から誰一人

人派生

こぼし

致治

47

-6

32 1)

んな不断が

樂だけ 酒と賭博ば なら年をと れば段々直 B 11 1) さよ か 御門 1)

何もなつ 遊えんで 仕舞つて新宿の裏へ引込 一それも と以が内職 北京 手前の連合なん たものぢや御花 かれるのも国 さら だれ。 然し 心みま はませ あり ぞにほ してから、 まり家を外に んとにお 六本 小木の店を

Ho IC ます。 からする してし まだ丈夫で間 んぐでんに 博奕で HF -たっ 聞き しに ま カン それだのに内ではあなた、 ても 行から 中大雨の降る晩外 75 C 打つ 主 なつて、娘を御女郎に賣るつて言出 んで 車の車等になると 歸つて來ま L かと思ったんで御在 ね、よ 御在ます たし ます。 44 0 ぼい婚終 t o んか H 体がその時分 行つたなり型 たくしも特像 ます。 大清 方どと からぐで さら か

い」から言つて御覽遊ばせよ。

カン

新

てるのと、そんな馬鹿々々し

をかしかつたよ。 としても、子猫のことだから撲つ真似をすると、 0 類系 の事鳴いてじやれようとするんだらう。實に 叔母が御幣かつぎだも て來て人の顔を見てニ ものが集つてゐる方の席へ猫の子が一匹上 ので氣にして追出さら ヤアと鳴き始めた。家

は何と思つたか唐楽に、 ら、さも可笑しさらに話しつどけたが、千代子 藏は葡萄酒の降も幾分 か廻 つって 來き 水た断さ カ>

覧になった時どんな女に見えました。」 女だとお思ひ遊ばして。え、あなた。初めて御をな 「あなた、一番初め・・・ わ たくし の事をどんな

しまふぢやないか おやないよ。何 さらだね 千代子、そんな妙な事をきくも とい って いっか、返事に困

が何ひたいんですよ つても構ひません。気に 遠慮のない處を話して下さいまし。悪く L ませんから真實の事 柳門

それなら、何も口に出して言はないでも分っ

いかの女房をつかまへて、惚れてゐるの、愛し い芝居だの新聞の小説なんぞを見ると、そ へるかい。 就は記さ 立た を表してゐる。 った。俊義は千代子が何かにつけてこんな事と 丁度食後の 話をまぎらすため食 鼻を聞れて線側へと 感謝して 珈琲の特用さ

ひ俊

か言った方が親しい心持がしますわ。 と思ひますのよ。夫婦だつて戀人だつ ですわ。お丘に愛してゐると んな事を言つてゐる夫婦もあるやうだがね あなた。わ たしはち つとも可笑し か愛されて い事はない て同じ事 かると

言ふ必要は無ささうだがね。」 「さらか。然しどうも可笑しくつて言 ない。

からない時はきいて見る必要が起つて來ます いくら毎日顔を見てゐたつて、良人の心が

わ

**₹**> 、それがや に聞えるね。 何だか僕 の心が分らないと いふやら

に複雑なものおやない。お前は何と思つてゐる は非常に單純 却てわからなくなるんだ。男 ん。 知し あなた。 かり れないが、 切つた事をいろくに考へ過す まつたくの處わたしには 機はいつでもお前 なものだよ。女の考へるやら 男の心なんてもの に對して概意 分りませ から、

> が、さて 娘はすぐ直るだらうとは心付いてゐるのである る女はないとでも言つてやつたら、千代子の機 総人に戀を打明けでもする時の らと思つたのである。俊嶽はからいふ場合には を言が の工を指つて、世界中にお前より とも感情を害さない中、兎に るので、食話があまり激烈にならない中、二人 -} 切のくせとして自分の妻に對意 0 347 つまりは嫉妬からだと祭してる 角この場を避けよ やらに、千代子 外に私の愛す

思ったらいるお月夜だ。」と獨語のやらに言ひな らもそんな目い事は言はれないのである。 俊藏は後向きに縁側に腰をかけ、 空を仰いだ。

がら

り大も歩けば棒に當ります 「さらですか。それは大成功でし ريم

話記し 百百分割 南佐村木町の本務所なないのよいのが勝ちだ。」 13 分ながら聊か意外 ふがら 対象 正務所の帰り、俊藏は鶴崎と カン げ を土橋 の方へと歩いて ね。やつば ŋ 押官

0

女は担が強くなけ 衣 五チャラと れア出 東 ません。一 心心 傅 もあるさ

梔子の木が きら るぢや御在ま なせん

まはず遊 だらら もりで、 の悪数 4 ほ たわたくしの方が餘程よく知つてゐます。ほこ なく笑つたのであるが、後藏はすこし 7 あ なた。 ほ。 いやうな心持がした。それと共にこの事を と千代子は高く笑った。別に何の意味 て千代子はきつと自分が家の事には んでばかりゐることを攻撃しはじめる の思つたので、先づ遠廻しに申譯のつ 御自分のお家のく せに。よそから 気まり 來 カン

くつち す 僕もすこし歌でもならつて趣味を高份にしている。 代子には何の事か譚がわからない 0 ts

あなた。 0 明 が \$6 なら U K なり たい んで

仰有つたぢやあ 「その方の唄ぢやない。歌 代子はます~ おきら せん 怪訝な顔をし C だっつ き。 7 短 歌さ。 だつたか然ら て、「それでも

が

御花ますよ。歌を作つたり小説を書いたりす があつたかね し、蔵は 返事に困つて、「そんな事を言ったと

1

ŋ

ま

が は材料に 女は少し気に入らない事があるとすぐにそれ あ ります。覺えて居りますよ。 するから恐し 仲有つた事

た事があ 夏えて 藏は不綱千代子の枕兀に何やら新刊の歌集が置きったともいことではなって、上の歌のは、一人言事つた時、後くなつた事から、例のの如く二人言事つた時、後 決して容れて層たのではない。或曖昧りのおそ す いてあったのを見て、歌なんぞな これは千代子に言はれるまでもなく、俊敬も 神經が過敏になるからよした方が ゐると思ふと、俊藏も今はすこしむつと つった。 つまらない事をよく THE STATE OF いくと言つ いつまでも F. 主 ~すま

幸ひ小間使のお花がスウブの肌を片づけ、續いなは、こまでなる。と で口喧嘩をしようとは思つてゐないので、お花は さり気なく いて鳥のスチウを持運んで來たので、二人とも ね。 「代子も之に應じて何か言はうとした。」「代子も之に應じて何か言はうとした。」 加言 \$6 を置 前 見た 様子を やうに物壁の つくつた。 Ų, ムのも 俊藏は固より好る Mi たも 然がし 0) だ

やらに註文してやつたんですけれど。 れアら かも知れませんよ。 ーフを収上が まさらだ。 げる。 何だ、 郷ないない スチウだね。」とす 0 ムの と言い を寄越

ながら千代子は胡椒と辛し L 23 の場を良人の方へ押

わる だの中央亭なんぞの宴會と來たら全く氣味が くなるよ。實にわるい油を使ふから 内で食べつけると外の西洋料理は 70 15 柔い。」と一口類 張 食べら ŋ 精瓷野光

御信ます なんぞは大抵精養財 それでもよく流行ります 軒にきまつてし わ \$1 \$1 主 好人 つたやう ILES. . 御放り 露ろう

「われ あんまり悪くも くの時で 言いへ も精整性でや 0 たんだ からな。

(384)

何となく したね。前主が幾人もく 式も我慢してゐたけれど長つたらしくつて 馬鹿々々しいやらない持もするね。 御挨拶するだけでも遊せてしまひます。 宴會ほどいやな事は御在ませんね。 - 男の方は何ともないでせらけ L のお友達で脳貧血を起し 男だつて、 気まり あんまり行難いもの y, わるいし、妙にて た話が御在ます。 お三徴を持つて出 れど、御波露っ れるも ち 大勢の わたく のさ。

いつ済が

す.

いいつ

場がか 「税務署の一 體この頃お多の手當といふものはどんな 税を取る その位なら博奕場でも ぢ 査によると二百圓 りま なつち 난 も公開しているかいもら から七八百圓 妾が 0 税を取 給意意 お仕し 舞 坂つ

る自動車の砂ほこりに、二人はハンケチで口 一橋の秋へ來かくつた時、 堂々としてわ ます。 横合か から建造ぎ

て來る時何處とも いたを見せた。庭の水たまり 4. 千代子は 昨夜も俊藏の歸りの やうな心持になった。丁度い ŋ 大阪にも一 日かに いいた入梅 入梅のうつたらしさに 日家に 郭 好令 風が濡れた なく 0 空は珍ら 電ん に閉籠ってい 16 話信 とも 晚記 椎の L 植込の奥から つかず た 花湯の 出。 K た事を い事が ると、 は常 く雲の間から 句が鼻に 加台 秋季 魔物に王を 警本 りは居られて昨夜や日で夜や IJ 是が非 あると やうな がにつ

したの

もういるんで御在ます

14 たい どこで 南京に と思つて居りまし 1100 りこめら 力。 しりませう。 れて 居るま L わ たし た カン ら散歩 も今日は

らし 電影話が カン って下さいましな。 1) で玉子は、「それでは してから 出掛けま わ たく L to de 此 れ 虚さ から まで + 6.

そがせ着物を着機へる間に質量などである。千代子は女中に午飯の支度を 不断着の ば自粉もつ 「圧子さん、 この様子とを思合せて真實何 玉子が是非お日に 口には時間をた 分ば 白岩を 木屋のエ せ着物を着換へる間に宿車を呼ばせた。 0 少し ま、らしい様子である。千代子は先刻 -) 少し けず 處と云ふのはけ お腹をこはしまして伏せ どうか レヴ 胸をはず 髪はも から かいりたいと言つた電話と、 工 る関系 ず玉子 なす II. タア ま たよ から を昇ると、食堂の 本橋白木屋 か事件が 1/2 ~着物もどうやら がら、 つてねた。見 でつて居り が起ったに たの食堂 オレ 人分

千代子さん、わたく 腹片 办。 į, , を 困つて居る やうな氣に 沙田 食堂 なり其儘默 なが しま 1. 何德 たら とな

> 呼点で せん して 御二 用言 が おあ めり遊ばしく たんぢゃ 御信

田舎者らし て、玉子はの てねた。 ふ椅子に腰をか いくえ。」と千代子はス 隣等の 飲み四 テエブルを取聞んだ東京見物 かけた。 かけ 五人がどやく た紅茶を下に置 二人はそのまい暫く默 ゲない返事をし て有

たらし 「まあ、ほ 千代子さり たんで御花 んで御住ますよ。 ん、内ではまた愛行下と關係をつ ます がね・・・。 とすか 代子は覺えず 時は綺麗に片

17

どうも 高めて急にあたりを見廻し まだ確 様子 かな意味はないんで御 がをかし いんで御信ます 在言 ま れど、

溜息を 粉ぐも れでやつと気がすんだと云ふやうな心 さう つけない玉子の青ざめ です か。例が 溜息と共に千代子 まし たわれる た顔を見む はどうやら と千代子は

共の いやう 分の良 出さ 丁度一月程 ったい情し 人の 和 人心 た時、 不身持を憎み恨 で前こ で代子は の直流 いやらな心特がした。 の同葉 つた事を言 じ食堂 何別の 心であ -6 突然五子 143 なく嫉し オレ 以來出

んざ、 らです。日から川まか チ ぢ Ė ラッ で、鶴崎君。君なんぞは大に 女の出來る道ださらです。 どうだ、もら出來しも ポコは御得意だから。内の女事務員な せにチャラッ いゝ時分ぢやない 望がた ポコを言ふ おるね。

んぞも今の中だ。せいん、お遣んなさ れアい 四十を越しちやもう駄目です。 けません。 もら何に かついてゐるやら あなたな

思いことをけし

かけるな。

時に今夜はどこへお出かけです。

合よりもだかに家の方へいらつしやいと言は た 「どこにしょうかと思案してゐるんだ。實は待 「どこです。家は。 僕もまんざ オレ

ら知らない仲がやないからね。今ちや關係がな いとは言ってゐるが、家へ乗り込むのは少し気 愛宕下だとさ。然し先の旦那とは

來ただらう。あれから午飯をくひに芳川へ行つ た 最初どこで話がまとまつたのです。」 「挽町の芳川さ。まつたく偶然なのさ。一昨代はまっている。 紫田は話がすむとすぐ へ銀座の柴田が市區改正の事で相談に 歸ってしま

> に結つた機筋が真白で後参が馬鹿によく見え 「以前からお馴染ぢやなかつたんですか。」へ呼び上げた。それがはなしの始りだ。」 度大勢で呼んだ事もあるから、無理 りに転場へ行くと、あの女さ。女優の時分二三 たね。顔を見てやらうと用もないのに電話を借 おかみさんと話をしてゐる女がある。ハイカラ 思ったのき。何の氣なしに下へ降りると帳場で ないから、斯う云ふ時を應用して誰か呼ばうと た。三時頃だったね。中途坐端の時間で仕様が 「怪しいも 先には唯座般へ んです 呼んだば かりさ。 キャリに二階

れで親子をくどいた器ぢゃないよ。その場合に なんぞと能く似た顔立ちやありませんか。」 そんなら一時お安くなかつたあの日本橋の 下ぶくれで、行は受け口でしたね。さらでせう。 がれ。何でも額が廣くつて眉毛が下つてゐて、 ので久しく見ないから僕もよく覺えてゐません 好きなタイプですからな。舞臺へ川なくなつた は全くの出來心さ。然し君にさう言はれて見 J. 「どうして。 あの ない。然し君、何も小濱に似てゐるから、 恐人つたね。系統を立てく論じら 継子さんなら、顔立や身體付があなたの ない。 られちゃっ言 小演 だ。

ると成程同 取なしまで似てゐるやうな気がするんですが、 ものは顔立や身體付が同じだと気 どうです、あなたの御實験は 俊さん。わたしの經驗によると、女といふ じ型の女のやうだ。」

時首をかしけて日をば たば #2° さらに物をいふ處なんぞは小濱とよく似てゐる 「大髪な事を質問するな。まだれ、「 かりだからよくわからない。然し話をする おくさせて、 ſ. れった H でき

「さらですか。兎に角い ムのが目付かって結構

だらう。 変者とちがふからな。どの位やったらいくもん いのだが 一村、参考までに一寸間 42 まだ何とも向な うからは言用しやあし いて置きたい

か。 「さら 一今の所、表向には上那は だ。 川橋院長、 とは手が切れ ないと言ふんです たと云ふ事

まじ い中に、だまつて此位も出して御覧などい。な つさうです 0 af. かから 0) なり か。それぢや向うから何とも言はな から切出す ま のを待つてゐると即て

12

K

L

の角を の弱 20 0 を通 6. 事是 がをと ŋ かっ 承 Ł 知し 毎に、 な いの 曲ま るべ 2 か、 き道をきく 横ちち cop

店構の日に立つ電燈屋の前まで い横門 ら息を切らすやらに ~折れた後、大分歩い はづ れ に電車の通るのが見通さ いて、片側に一寸のが見通される膜 來た。玉子 は

て同窓 云小 露地 ひなが 千代子さん、 あ は歌んでゐるが濕つぼい風のひや U には子供のな の午過。 5 あ 恐る すと。」と言つ 泥濘の街には人通り あすこの露地 ムやうに四湯 へ気をく 四邊を見廻 ŋ で 代子 ¥, ま i すよ。」と 至岩 立ない上記 こって少な する

今時 7 なは家まで が開き 勘 十代子の顔を記 一代子さん。」と玉子は絹張の えるば 反党 まや かれて き習さ て千代子の方は カン ŋ ある常は 向京 ま do で と嘆願 せんけ ある。 な って、 6 この露地 する 礼 ti. 0) んで 今け日ふ 113 op 5 と物言 どうし す を 0 はもう 思なは 下是 かい から ら前さ 此これ れ ま

> 先には人通りも の 見<sup>3</sup> ていない たば を延 たさの好奇心に かりと見定め なが も少く露地 る 驅ら م 否是 からは豆腐な オレ るばかり、見渡す 正子の袖まで捕り 胸座が出て 來き

一足を 玉子も今は覺悟をきめたら さあ行つて見ま 露地の清板を く傘をつ ぼめ

7

にも -C. たと思ひます。 右衛門 後からきく千代子の間に 分は た つた一 ですか、左側 唯どぎまぎす 一度忍んでは と答う ですか。え、 水さた はし る ば 事が カン たが 五子は、一 1) が、質は まり どつ る ば 左側だつ ちです。 後に カン ŋ も先言 な

中譯 6 「あ 「千代子さん、露 そ 何究 うし なた。 オン でも がありま ち やらなくつて。 ので 何怎 木か あ カン 世 日めじ 0) 迎ち 突當り 何德 から かが る ち L が 0 あ 10 つたか なるも 0 あ たやうでした すこがやあ A. 知山 を覺えて居 れ ません。 たか。」 ま

つた向の荒物

0

一階から

たるんだやら

遊ぶ影も見えない。二人の立

代子が人の姿よ 後姿が狭い露地の行手に現は が突然格子戶のあく音と其に、洋服を着た男 干さん 十代子が傘で 心はず後じ 3 IJ Ŋ Y. L 格子戸のあり した其の 時、何處の家 の間に、洋服姿は露っのあく音にびつくり れた。 かわ 玉子とず から

人の川橋門 < 地ち 「瞬きする程 から通ずる別 川橋院長っ 高くない様子と夏外套の地色とできなり間であった。然し玉子の眼に であ の家地 るする ٤ 明白であ 曲等 L ま し限には

話めて、 「千代子さん、 杯芯 5 アバ つくり 0 た」へ 此ら 红 方を見返った時、玉子は眼のりしましたわ。と千代子が大 4 دمهد ながら だ と言い れです 忽めし たんで御り さらに カ゛ わ 在ま 干\* が大きな息を 此樣 資を見る

亦くる 沢を浮べるば どうして 干ち 化子二 6, 初め 7 0 かりであった。 やらか てそれと気が から カン らず 同意 U 此の場 やらに 合意

# +

日愛宕町 知らせる その あり つてから虎の門まで歩 で中部の種 た。 す 俊的 儘ない 反義は 車なの が解やら つち 舎にな してし の龜子の家で夕飯をす その夜 中から歌い 歸言 も盡きてし 宅 又鎮 まっ 一時過 おそく いて自動車に乗 る め千代子の に目的自治 手段 なる であ 時は前 もう つ た。 まして 攻撃とこ を教 から 別な電話で 俊山 々く 共产 蔵は 事なの たの くった de 共さ HO

でから玉子の幸福を養みそれむ念を断つ事が出来なかつた。何も聞ひて玉子の身を元のやうに来なかつた。何も聞ひて玉子の身を元のやうに来なかつた。何も聞ひて玉子の身を元のやうには唯自分一人良人の不身持を氣に病んでいらいは唯自分一人良人の不身持を氣に病んでいらいは唯自分一人良人の不身持を氣に病んでいらいは唯自分一人良人の不身持を氣に病んでいらいは唯自分一人良人の不身持を氣に病んでいらいはない。

「玉子さん、早くしつかりした 證 據をお見付けるやあそばせよ、ぐづく、して居らつしやる時ぢやあとばせよ、ぐづく、して居らつしやる時ぢやあそばせよ、ぐづく、して居らつしゃる時ぢゃありませんわ。」と「代子は自然と焚きつけるや

「愛宕下なら家もわかつて居りますから様子をさぐらうと思へばわけは無いんで御住ます。ですけれど、千代子さん、傾だかとはいやらな妙すけれど、千代子さん、傾だかとはいやらな妙なながいたしますの。」

だつて分つて居りますし、それに又こんなやうだって分つて居りますし、先にはあなた御自分を一時にかつとして夢中で捜し歩いたんですけれる。 一時にかつとして夢中で捜し歩いたんですけれると、 今度はもうそんな事をして現場を見ない 今度はもうそんな事をして現場を見ない 一時にかつとして夢中で捜し歩いたほですもの。

は一人の女がや満足しないものならもう仕方がない持ちするんで御在ますよ。どうせ男の大

此のまい

て打き

つてお置き遊ばすおつもりなんで

おっさんと関係がついた事が分つてるながら、

「それぢや玉子さん、あなた見すく、愛宕下の

ありませんわ。わたしは食んの關係してゐるをが……離だつていふ事がわからないがぶよくはないかと思ふんで御花ますよ。誰だつていふ事がわかればいくらか氣がすむやうなものゝ、またそれだけいやな思をする事がふえますからまたそれだけいやな思をする事がふえますから

「さう仰有ればそれもさうですけれど、至う「さう仰有ればそれもさうですけれど、至らのは、それではあなた、御自分で御自分の心と思ふ秘密をわざと知らずに置かうと仰有るいと思ふ秘密をわざと知らずに置かっと切れる

「卑怯かも知れません。ですけれど、千代子さん、あなた、御花じがないからさう仰有るんですよ。それア實に何とも言へない即な心持のするものですわ。自分の良人が外の女と項山殿でるものを見順けた時の心持はほんとに何とも云んるのを見順けた時の心持はほんとに何とも云んまが・・・といふやうな弱い氣にもなるんで輝在ます。」

て、わたしの知らない別の女にしてくれゝばと、電話をお掛けしたんです。千代子さん、どうしませう。わたしはこんなが持もしますのよ。ませう。わたしはこんなが持もしますのよ。

さらも思ふんで御在ますよ。

「それなら、どつちにしても一度は愛宕」とをたしかめて見なければならないぢゃ郷在ませわか。玉子さん、あなたおりでおいやなら、んか。玉子さん、あなたおりでおいやなら、んか。玉子さん、あなたおりでおいや郷在ませをたしかめて見なければならないぢゃ郷在ませをより、どつちにしても一度は愛宕」という。

それがや・・・ですけれど御迷惑ですわね。」

虎の門で降りた。丁度爆核廠りの安學生が三四 を持つら立上つたのは玉子よりも却で千代子 を対して本橋から乗った電車を差口で乗換へ 二人は日本橋から乗った電車を差口で乗換へ 二人は日本橋から乗った電車を差口で乗換へ 一二人は日本橋から乗った電車を差口で乗換へ 一二人は日本橋がら乗った電車を差口で乗換へ

人と連立つて電車を待つてゐる時刻である。正

子は今更のやうに恩綾に通ってゐた時分の樂し

田したが、千代子は折角と、まで來ながらそんをの様子を見に行く事はもうよしにしようと言なをの様子を見に行く事はもうよしにしようと言なを話し出す。そして愛宕下の通りを由内の方さを話し出す。そして愛宕下の通りを由内の方

一ぢや、あなた。女優見にやうな人はどうなんいものはないかられ。」して、しだらのない風をしてゐる程見つともな

はいつの間に千代子が愛宕下の事を知った。然し千代子はいよく、機嫌よく甘えるかった。然し千代子はいよく、機嫌よく甘えるかった。然し千代子はいよく、機嫌よく甘えるかった。然し千代子はいよく、機嫌よく甘える

・・・面白い話がありますの。」 か密國劇場の食堂でおはなしなすつたでせらか密國劇場の食堂でおはなしなすつたでせられた。あの川橋さんね。いつでした

一何を

「今日自木屋まで 貴物に まみりましたんですよ。さうしましたら、ひよつくり玉子さんに逢よ。さうしましたら、ひよつくり玉子さんに逢いましたのです。

しもお気の毒だと思って、買物はそつちのけにしもお気の毒だと思って、買物はそつちのけにがくしながら、何かい、ものが有つたかね。」でくしながら、何かい、ものが有つたかね。」で、、別に買ふ物も御在ませんでした。何に、え、別に買ふ物も御在ませんでした。何にしる宝子さんがいる~~度無嫌の事だのお妻としる宝子さんがいる~~度無嫌の事だのお妻としる宝子さんがいる~~度無嫌の事だのお妻としる宝子さんがいる~~度無疑の事だのお話しなるまで、買物はそつちのけに

素人と藝者の間見たやうなものです

「へえ、さうか。」

すよ。」そつと、あなた、様子を見に行ったんで御花まてわたし今日玉子さんに連れられて愛宕下まで「わたし今日玉子さんに連れられて愛宕下まで

「お前、愛名下へ行つたのか。何時時分だ。」「白木屋から電車で廻つたんで御信ますから」。 虎の門で降りてから、歩きましたから、もよ。虎の門で降りてから、歩きましたから、もよりやうが繰りだからお星へ靡つてしまぶとさう仰時るんで御住ませう。 ほ子さんは旦那様のなさりやうが繰りだからお星へ帰つてしまぶとさ

立きなさるんでせう。わたし困ってしまひましてお仕舞ひなすったのですよ。往來の真中でおきたんで御作ます。わたしにはよく分りま変を見たんで御作ます。わたしにはよく分りま変を見たんで御作ます。わたしにはよく分りま変を見たんで御作ます。わたし困ってしまひましてお仕舞ひなすったのです。

ではんとにさうで御在ますよ。それに比べると御在ます な迷惑をかけるのは をくよくない。 「あのお 妾」はよくない 女だ。現に角人にそんない。 「あのお 妾」はよくない。 女だ。現に角人にそんない。 「あのお 妾」はよくない。 女だ。現に角人にそんない。

してゐるんで御在ますからね。」してゐるんで御在ますからね。」してゐるんで御在ますからね。」してゐるんで御在ますからね。」の懸ぎのあつた爲めに相遊ないと考へた。事。の勝ぎのあつた爲めに相遊ないと考へた。事。と他の一人は氣勢を挫かれて醉へなくなつた。と他の一人は氣勢を挫かれて醉へなくなった。と他の一人は氣勢を挫かれて醉へなくなった。をっと同じやうなものであらう。果してさうならば至子には氣の毒でも願はくば緩困さらいふ騒が正子には氣の毒でも願はくば緩困さらいふ騒が正子には氣の毒でも願はくば緩困さらいふ騒が正子には氣の毒でも願はくば緩困さらいふ騒が正子には氣の毒でも願はくば緩困さらいふ騒があってくれ、ばよいと俊藪は心の中で笑

打出した。
(大正十一年稿)
で
一
ての時界の間の置時計がおもむろに十二時を

きらか、

何だか蚤がむるやらですよ。

いこが搾いんだ。」

た。

其時からいつになく非常に平穏であ いふ場合には 敷居 を渡れ 使と共 なぞ取らない方がよからら 0) 高熱 してすたくと居間へ入るや否や無造作 却て氣味悪く思ひ 大に玄關い 此方も平然としてあ 0 門をく 障子を明けて いか、千代子 なが 0 まり と、帽子と折り 0 り申譯らし 然かし 0 様子 から

後藏は 7 すぐ寢るよ。 方へ行って着 舞 」とすぐに立ち って置 小ます 今け日本 いて 、氣味がわるくな は非常 るから < けるチ ú 初 につ ₽ 腹衣を持つ 代子 7 カュ れ 0 た。 時間と 0 参り 紙雲

かい た夜具が 夜具や 廊が下か Ľ 世世世 は結婚後牛年程たった頃 夫婦の寝間であ トを隔てたチャトの だを別にし した 一つ敷延べ 0 で、 たいと思ひ 中の 代子の居間の襖を明け 俊藏 が 何信 of the かに 縄に子 のを干 は言田しかねて其れ 始 カン 0 80 十代子に渡 けて氣を 6 羽根蒲園を重 た 質 0 を あ る ~ いる が ば

してしまったの

0

おり

俊蔵は何っ

& も干代

使

が

か後藏

の洋服

と十十

代子

の音が

物

とをた

折安眠する事が ら秘密が露れては大變だとそんな事が心配で折った。 ない。 晚点 なぞ、酒の句は勿論の事、香水や自粉の移香かい。 唯外で、知れず黙い事をして歸って來たい。 唯外で、知れず黙い事をして歸って來た Ł 6. いつ ふ事があ 7-0 する つった。 川来な その時何心か 事が 俊藏は いから やになっ なく使つた石鹼が 島かり であ たと でつた石鹸が平 のた石鹸が全 既続に 皮と

子二

に蒸りに 素家で使ふも 切扱けて行く 亦法人也 ケチ から つた 60 爲が、 では手 注意 困った事が い晩 意が 一般密に をふ 外を で 周号 事が、今では 到信 盛つてから千代子に詰問され 力。 Ł 1= ない 南 11 なるに從い 異なっ は湯に入らず又藝者 事を た。それ以來後藏はい 行 た香気のするも した位であった。 5 って それをは巧みに 細された 俊 し歳が放蕩 検査も で 度等 カュ 南

日を判されています。 作に オレ なこ 80 小原源 慎充 る。 \$6 はどま IF 事の Z 3 になるので 4 でに た 1 興味の中心であ カン 果は 時与は やうにも ほ L ど言ひ慰めて見て 細君を慰めす まり あった。 つと一仕事 機 なつてし 次 嫌だを るや 0 市品 110 うに また遊びに出 i 主 カュ った。 てく たやうな心持に 駄 で工作 なつ FI 35 1L 言葉に な時は此 合まく な 6. 0 力 け カコ 動言

> ŋ たみ 0 仅具の中か、 伊注卷を総置 0 静に Z. 0 襖を を片付けてゐる。 から見造って、 めて用て行った。 ながら片 付け残した身の そ きしろまった しゅんざっ 千" 代子 は窓衣 ま

夜中 「もう浴衣」 か。えら いいかはい ね

となく様子 てゐたのが、今夜は中形の 一昨夜蒸暑 昨夜まで下代子 が くつて渡られ つって は編ま れませんでしたも しく見え 治衣に ラ な を 般な 衣に Ci 何先 1.

きつ 一分目はい 1 寒 ぜ P 0 15 71 p るぢやない か。明

橋に んで と祭して z すも れで かね 寢和 用され る もフランド と俊藏 ねえ、 L かい 111 否 あなた。 ル 心持がい」ん はぼてく 長統 福姓 今時 して変わ 55% C 言だか の陽気は長 す わ 和。 Z

達言は 藝者 ŋ まさ ま 世 カン か長続れ カン なら能 5 御信 6 す ま te 化 わ

6 さら そん ち あ さ。何も な事 15 いんで があ 魏者 ¥, 0 0 カン 真。 0 11),31 素人が藝者 上。 す 弘 るに 男の 方常 及なば 生 11 \$3

筋を 繪を 浮き 五 で ぞ で を 世よ 渡 と は 身みい 5 が 川窟歌之沈与 そ 御 で は L を は心な中事配告 歌湾を んな カン 不少 2 ま 6 約至 L 亭に 損害い 6 B 0 は カン カン 元三章屋 前し國色 其之 2 國后 事是 き 0 0 が 12 な 悟さ あ 御二 同語 出程 真意 事記 る 7 た 0 L かい 先が話に 給るたけれ 柳亭翁 法にとれ それ 談な 不ぶ気き L から を ľ は L ٤ 斷行 5 7 云小 ま 11 な 3 は身代学域 のは 田だ 00 人品 & ŋ 15 カュ ٤ にした 25 力 9 たく 寛和親語 E 御智 ŋ -B 6 4. ば L 世 Ł 华穹 世はは 重加 淑りが、 私む 師匠用 礼 82 0 5. ~ は所辞 のが、 事を を破り、改かい から 間 なら ま 15 东 カン 及なば 質じつ 身と同言 -}-W 26 思言 れ を言い 7 3 共され 革变度等 そ 7 を B いつ る B が 0 5 れ ふった 女人 申多少主體於 六 逃祭 礼 0 1 \$6 0 御きかり と元だる。 0) 都立為た -1-鹤云 事是 互がれ 萬た Ĺ 印意 世 76 五 0 號等 屋中 春 から 前共 ٤ 目やめ 年的 よ ٤ ば 1th は 82 の関連は 田を顔を合かり ま かか 前法 1) 處さ 11.5 亭 移っ を 近. J. 東南京 傳 (7) ---ま Ž 0 たた人だれた 此項言 5 30 0 見る L 國 -1-九 んぱ だ 時 た話だ 大喜なからない。 7 0. 香き 日号 カン 其をは、際記 ٤ 事をの 私か 蝶ふがに 逢る ま -34 恐 手: 主 75 0 Ł 0 な ぞ 2 11 風な 橋との 間がめ 川まい な do

の音れれれる むいでん は一面名の 6 0 た。 な の.よ 絶た 0 1 空作の ば から 痛だ みえて立た神 砂をも吹き ٤ 向か を 日中 7 6 7 N 響いるた 河がにの 簾だってる 動き 3 種語 あ 性をごだす 彼な繋でるが 明為長額 是の 海泉照下地等つ 下書る カジ るい 上。來へのが渡 なる御賞を 様子 割坊 ば 盛ぶ 増っしゅう 屋や うちゃく げ 方は渡れ 老 1) カン たし子で 根如 越 上声か 1) 11 0 を 天力の 沙田 7 時か 特芸 見みに 4 L 7 7 越。 22 晴紫 82 0) T あり 0) 0 0 して 中海に 殿だ 欄兒 狭また 7 新於 カン 流等 (1) 渡是 打咖 鐘なた 船宿 が、 事とて 机 V 0 森門 IIs 脚紧然 略計 タからひ 森に群 階に 思想に 7 田浩 桂。座さる 3. 乘 0 is ٤ らせ、後手 御長屋の御長屋 空話 しかか 立たちまが 門に耳が 红 三は橋と他 は丁度沙留 でてい は づ 手-れ 機り グ方の かないまで、 渦巻 4騒ぐ鳥 には に引き 種語 玄 l) く 或語 時等 線 が見るも た 大芸は 0 書: 3 壁か 屋や 0 に に 大ちの 柳り双きへ 柳り双きる 編集 原文の 盛味 奈に 経済 田文 おまる 種語 田文 おまる 全さる かっこう あ 3 主 柳の双きへき V を証が

りない、見ること

渡立

身合

危言

东

6 17

前 ("

共記なと

意味

Ti

fujts

好

2

彦ない

0

あ

和堡 3

身一 -

源に寄ぶ

の一なり

部門と

れ オレ カン 3

X.

0)

な

3

小等数 大艺

羽

織好

粉蓝

知し

0

25

日於

施当

常生船流

和 店

で 草を子を開発

荷きつ

IF.

作等

٤

から

かい

n

6 5

な

ŧ

11

追う

付言

30

歸沙

ŋ

Z

は

存えじ

ま

す

2

-

た

が

8

0

あ

0

カン

局社 け

子力

13 10

Há

Fis

n

店等

先章

ŧ

-0

11

走世 -)

1110

港产

将

-1

為

概念 干沈は や 一元 國色の 道をう . C. I'v 御三種荒 15 0 貞堯 方は 先; 鶴っ から 尖兰 屋や 主 2 其そのし 300 飛をの 主場始は is s 11 0 移う共気 は 古された 15 わ 風な れ 遅な 通信 に味らの 先等 外を 生 ٤ 梯子 から 7 见如此 35

知れず職り成しないとはず、他 正!! 改計もな 市場できる 種なった 海山雪 御二 红 有多趣。 去る 今け II.s 難言意"填言战。 建造 11 を L L 思いまでは、日本 身み 1) た JE . 分流 左:5 御三の 老? に野屋 衙一月 不 老さで 體に ま 相應 中意 門。御言 7 あり りた。 身に六月 20 水流野 Ho 取当 通道 越至行し 樣 ŋ 名修の要 U < 制门 を 町ではた 御: 大客 7 颇(3 12 C) 14:00 の明なく 惡沙 派 0 憲に変き HE 11 又蒙 サルへ 外張 2 40 6 居計御部矯計御二

7 L を れ

から

岩沈

4.

顷污

も気が

知し

れ 4

る

0 10 do

E

总流

Es

82

皮以

南か

色岩は

8

0

ので滑

生をなった

美美し

の程も窺いかにも

處こ

20

た

H

れ

ど、

然か

110 L 自岩 機は

雅。

好意 カン

身みじ

頃まい

0

65

樹龍に

は

ま TI

70

郷と

4

長なる

た。

早にや

傷事員

10

3

を見る 田会源 なら 0 種 に種彦門下 な事を 員, かまって まる 0 は 0 11 御二 先を建った。 神 祭 流 江 た に に に に に た み 返れれ 0 繰 吏 る 0) 0 75 火ひ 5 返し 若い戲作者と二人き う から 戶里 ŋ 0 ら沙留のかりのかり 或を世代 消え 御二 0 今年は諸事 府で年 てねた。 のは た でやらに洗し 使るは 東近れ 一人ひつそり 7 階に を独立 だらうが先生 < 事御のない。 -0 しく 盛かか で過ぎ 0 のせ 信紫的さき んで は 御るる 觸な山気の 0 炎を L

があるからなった あ なす < 「造は様 遠信の変 て、 6 IJ 0 あ 元中意 此礼 近人とまで ま 7 0 た方は まで とは + 也 体と云ふない に御本丸の 0 御二 堺 です カ? はあらら で身を持崩してみない。つい此 町あ ア の御勘定方に 次だは思へ 事を き の方々 た け y れ Ъ» E ど遠山様の 此間ま ら、そ ば 0 から てお 不思議が知り にた カコ 共そ \$ \$6 なす ( 0 0 な 0 知し 時に 古院 1) は れ った 人が なさるなん 玄 5 8 0 出るせぬ りな話は 0 \$6 御 60 話 が 肥き生きと op 暫に が TS 10

上さに別ら かまづ が が 6 悪なし ٤ L つて 1" 1) 5 ま 何定い あり だ 話は鶴る 輕 係っか ままい 屋さん、 H カン はし 5 0 ぼんやりこ 居己 Z. tã. 6 遠に 同然の ろで なら、 立た禁うつ句 縁起で 家町人故事 缺点 主 所是 手前なん 7 7 だ。 0 御威光で 0 B 11 氣 き居る 免责 12 事を 礼 がによった。 な事を カン 先生 ij そんな薄氣味 な 揉んで を云か 40 萬 の御身 ら遠ろ 2 25 な気き なさ 0 事是

屋敷で御る

0

てる op

0

では

御二

座さ t から 3

VI

ま

5 は

まる ま

たら ます

御はせ

思なひ

す

5

中意

さん

どろ

事是

カン

種位 員 玄 i.I 機部とか 11 を 湿えま 鳥ま 席等 を立た

渡亭國真をつけては 扇を上に やう 來さたが のない。ないは、 た て、年間に 雑ない はその處で 3 のように 好心 る 絶井に 時女中 をば丸 知しの V 上に重き 6 0 14 ぞ で問屋の 言い 戸と 九 1. 7 ね II あ ずと 渡りなりまり Ripi L 祭范 腰にド 旦先 匠。鶴 のの別は男 屋中歌 0 那 れて様子 どら 玉を はび 用當 樂品 総特で げて 派は 仏の浮世繪 して 2 80 15 まで 思常政治は北上京 TIT ij 遊書に 前走 战争 削さて、 師にたが t,

なも早速先生の御返事が を中でお店のを御存じて御客 を中でお店の。若来に行 でである。若来に行 でなっておきの。若来に行 でなっており、 來すま 國能 身 居るれるは はおお L た 録かり 0 りかつの 來さがな 時に が か 行き流び御座りま と見えます 2 生 はきと まだ遠山路とのお話さ 光輝に川にました。 関系を 11/2 樣差 た がけた處 聞き、 先生が () -6 御りやり屋でつ

出ため まして う。 0 मेर्ड L る。 手前に なが 立た 御招 仰屋敷へ上ま 御二 ŋ ٤ ち 相弟子 かい 五渡亭先生 様子 7 って居を の彼の を見て 員は再び腰を行っている。 書き 佐! 10 腰なる 何果が 5 -3-2 と思想 6 御下煙作 序:草: 76 私にはなり 供を致治 使記 人、 を取りがと 20 法

を見る彦

は

まつ

L

吏

りは取れば、

事

に否認

رمېد

年芒

カン

近りは

通点 75

17

木で

座さ

٤ -6

變能

-j-

星》海点折测

かさ

2

何と然が遠海

虚しい

点すの

から

不

圖と

彦へ 移う

様さ

怪~

し

0

採

む

が

あ

成気

分えて

(2)

E 17

32 京

目め

を

L 越北 などりに生

居るに

ほ

سعهد

0

た

7

横上

何恕

言とつ

ルド

1/4

``

を

背世 唯意

1.

け た

た

老 1

カン

オレ

を

を選えた

同等に 1240 潮る 立等日で 知しい T 澄は居る 頭聲 並言は 已生 オレ 枚きぬ T= 0 の町場 0 上さた一種な中が 用る 4.8 池 たがまって 橋だい る N 见。也 ば た最高があ 橋はく 女がなんで -水学 0) 倒点 白 下是 1.5 0) たる 中家な事 壁之 奎 裾き 10 げ 潛。 がまります。 から は 10 る を る 時行 家公 面党 動意影作樣等 の人の関いるの人の関いるのために殊更のために殊更 焼む 15 12 人の別な居る 更清薄子 地位 赤。 割防 染老 L

致治が 更言一 折り合け、調にい調 同等す 色产儿》 ツが 調 如定 よ 71 0) 1 杉 40 日的 心言 ぞ。 郷でな He 應亡 废た然 0 庭芸 L V カン 種記川で ま U 7 胸をな 員なは わ から b あり 然艺 仙芸る 九 6 等的 醉為然於 ٤ 果がま 杉 do 45 を 遠ろて。 11.9 L" 催品 速んりま 云いなくまで 学文 様ないよう -}-鹤 屋 政と 7 カン 戴怎 0

其で見かれる船が取種なたれて下はは、たったな 左を転ず 風が日間度がか ほ としまるのがなれん ど思い 意心 も 衞 種にに 蚁~ を 門光 識 0) は 型っは 夷 風き起き -1. 居っる から れ わ 4 礼 別。居の るら 一次が上 積 喜遊 先生刻たなか 遊話不 ま n Ł ま 前 ٤ 人と年気 武艺 1113 戲 な オレ 6. び そでかる 種なると 作 赤紫を表表 -E% あ カン 11 な 2 カン 今には 餘よ 迎5. す 節や ら遠は カン に 繁なり を 管を 下る 騒が 15 加 カン 一覧(など) 能力 知し do を潔 用第 平门 た を活みれる 見みの 見み 1) 左 1 0 立思。思见 思書 世は -} る 衞 食 た C 變能 折ぎあ 7 Ł 門治 む 2 L 比多 既もな 質に L 機士 -C 共そ -2,5-る E 尉に 阿女 金克 7 ナニ 0) カン 0) できた。 现为 耶で不多四に 思い如う 及艺 カュ 2 3 が \$L 元言 顧。 省等 思し如常 な さり 古 7 折り 同で議すとれば 使行なら今えば した特別の 事? -12 111-14:00 15: 4. カン を 身み 学山 共产 3 3 思なば 旗 樣 北上 w i 裏きが 0 返 45 11:30 態 黑色の il's 幾い カン

故然暑上絕等理》一

景は

东文 Hoto

走市 川洋

で

持る

の例言一

~

れる語

思意

Es

答

4-

た

料势

父き

11

種珍

景んか 自自た

0

話法

4

愛苦

を

重なに

開於京

引が

き

川當

水等

杯

をき 弊まり

光常

5

カジ 取肯 华汉

種症な

陸彦一人は

廻等 た、心え 得や話法 らす 感効ない。 礼 F 75 L る 6. 0 'D> ま 15 れ が 733 独芸 向意沈是 of the 5 7 る 4 t \$ 8 7 d そ て記れ 150 W 堀馬 15.5 4. 割りに 此二 2 0 安克 の間が整済を -Fil 11 0 IJ 7 場は聞きも 火た な 7 合きか 種なな 何龙 们? i は 0 思を 世 彦公 3 御おを 返か 3 る 位 た。 2 河流船はする oge 課的今後 知し 7 更高 然か E れ 話為 屋にば L -12 た 11 掛 打造行り 氣色 H 歌与か 酒品 れ け 恥馬 () 杯言 奎 力》 fil o を け オレ 船ちき 坦、船台 2. 3 下には ょ 深京 ps 45

柱は、戦 では 眺き近く幾い風をはかか 例はの \$ 上文配学中 秋雪 间等 7= 修言 14 5 神経がはない。 櫛 3 -年完 0) 沙は木の 來 迎まは 初门出 数 是\* 々、に ち V) 17 邊~ 神皇此三 オレ -[ ^ 水 共产 JA. 散っ 犯 2 0 至 15 分沈 建って 婚: 刻? 强制 明诗 烟山 3 深意 加美 517 限力 所答 を ٤ 心地 如. 物き積以屋に 大新地で変した高い、波を蹴 下京 光がレリ 波京計門 河流に 190 スープ フー が 焼 面是田飞 泛言 跳「 掛ける 掛か 始过 起き小にに U 親二 I'la 生 新には 田生 船台 其 帆性で 石を 等り設け 林。次 地方 此一積以 屋中頃 地が思かの 7 學C 歌加 居。根如 第 0) 0) 楼 0 樓で 切きげ 港灣大意 船新 て、個なす は海子 3 揃う 學。图? 日を船なと 夕点品と 折 孔: 章 帆片

夕門舟記涼し

御お大き作き双言れ 出版い 為たで 金克四 7 公言 ٤ -(1) ds あ 11-L 所樣大學 柳 類記の 郎含 ٤ 0 す 京の作 衞 罪る 事品 3 0 る 何門 尉 景元· とすだりない 知。 人生 奥( 彦 7 が旗本 町業 11 0 111-t を 彦c 繪を節し あ なぞで 賴 光 は 身分元 いて 心片 事也 源浄で 1) 17 内东 放 かい と名なっ 氏位 \$ (t 300 を 身のとの 極でに なるない。 の取り離れ 版法 夢見が L 漏 内なく な がに 乗り 5,0 水多 L 上ういは 情か K た け 1) K 7 修装された 8 老 が ま は TS 面倉 が論若 25 類なま 今はで C. 1 でも時 る IJ な る常 0) 心が を請 田兒 11 る 15 を 家か 倉 御ご を 加上 力。 幸福 本党 及な し 色本草 督さ 嚴 < B 40 th たく遺産は 5 を 其表 は II 4. L II: رچې U た火し 丸さ 離院 山雀な し 0) 0 4.

居<sup>を</sup>る 手廠的 御いたさ 版法 す 御二 ルッ様き 氣 た 鶴屋 ょ を教を座す 于三 ま 夏えず は 前是 7 17 精芸 練許を る は な たく نعد ま 間一 5 4. 5 L 0) 汗草 違され 生いや た 1 事是 を # 力。 返れ先常 な # 4. れ 时之 共产 1 5 息等 于三 5 0 5 を漏り 御ると何言に仰 技術で 别為

Ts.

心持に

葉を

聞主

をから不る茶を 向掌 どい 政治 ち 全共 ざア 5 北 ま ち 動かられ 知し 其子 睡心 IK " れ カジ L 13 Tiz 為た 末 4. 0 43ds オレ 加几 あり ば 压力 LI れ 御二世" 0 カン 座さ 鶴記らと 仰点 t: 有\* 1) 瘦" ま 4 3 通言 法是 is 난 8 IJ はのなまは 3 0 E 初上 手飞 心には手か くた夜気 生は変なる 前馬 TI 1.1

15

使

3

が

少さ で

75

から は

4 及言

遠后

山殿

仰禮

7

心能

ts

ま

平

は

町

方常

事:

とは

から

役

々 御治、於 V

か

御

ŋ

ま 御二

早等を

で

序さ

4

东

ず

715

御屋

败士

御ご

首尾

\$

御二

樣等

m

٤

此

れ

安水

一十

L

L

押

拭於

i.

何度事

ょ

ず 间等

根"

4

4.

下菜

際自

2

4

2

運は

3

立なき

な

そ

脇なたさや

発さ 右っ否は

種にし

彦c

差でする

す 0

0

は

先考

元種彦

を

内在

す

はなったかか 際記 力等 段夕涼の 心 桃 刻元 限力 IJ を命い 先》生、 願印 涓 41. 先程 お 婦か: 挽行

諸よそ

儉力

を

心美

掛

け

6

٤

\* ~

事れれれ

it

此方

御二

趣と

意

F

用電

學二

から

思等

母的

政党

々ぐ

F

取りが

何完

な

4

共产

ili 約で

家業に

L

贅澤?

御芸芸芸

致に掛き

ば

3 れ

嚴意

ま

60

Ł 3

0

t

だ

15 7

ょ

0 L

7

慎

L

2

-(1

此方き

がたがい

おに

J.

及是

仰霍

が

違款

-3.

改

方言

御二

存意

事

用意

0

造がって \$L 12 恐なり な が 鹤 御

合かすし 丁などいろし 致学御三 お言葉で 座 L Ļ 今日が御り 1) 压 着記憶 4. ま F 41ifi'e は - -却办 カ・ ĴL 獨之 极兒 居全 木 4) 10 2 IIIi-7-人い オレ 1L 且这 1元 6. 1) 船片 17 1117 ŧ 4, 4. か くす。 かい 御二 1. 御 質 致: 居生で 座 11 L 11 御 IJ 主 1) 座当 御二 8 ま 相等的 -1 ij. - }-ろ

仰点に

常

-)

村心

3

込こ h 1015 VI 種山 彦を行った 光学に 楼 1) 橋門 主 15 4. 屋中 根和 船台 1= 飛台

眺まく 度上桶上東馬 ょ 青る作家 ( 竹等 かかか 8 真多 開声 がら 盛剂軸 而其是 -1-間沈 面外 ナニ 0 を 青春竹 に一人 の計算を突続 斯岛 7.5 堀っの 堀馬 が す は菊巻 の『発記 割持 川湾亦作 を を 筋非 -) 同為 オレ 童。 を を J. 1. 200 11 11 一点 永たた 共 3 0 4 竹河岸 て、 から 2 屋中 14 1 P 般党 N 根和 対点が 若 Ł to 船营 左を空音を持ちてきる 進 突して 面党 W

0

船部

云心

な

な

根な類に 布ぶか 用從 K 根岸 李 de de 本思 を 1) op 取りた。 御智 から 月る 松、八景牧、御行の松、 交体 0 L 友も と対象が表が 弟で 7 た る はいる。独立のは、一般ない。 吟だ ŋ た 時等 難だ き 名代 行 掛音 0 御為 き 0 た 松き腰こ 交が 3. 3 排资 2一般を向記中を 紹生 景は す W 屋や 7 麻連れ 5

カン ŋ 爪る 月子 あ 彈也 ПЭ 0 の記。見か 質らびれ 景な逢る 力 5 を 杉 共产 た II るより 0 3 佐きるが 0 -舟-金 0 音の美馨に濡れると心思 内多 あ だ な二 ひがば 上意

な

屋やに 川龍 7 10 よ首尾 7 3 角彩 船 3 云い 程慧 3 他果 は か 0 を立た 数なく 奥なかか を た れ 11 舶へき ŋ 12 川風に関って が 流等 力 ま L 出った 障子記 水学 礼 たが < 0 て、 來《 7 間影 流系 1:3 垂近 ·養生 吹字 通常 行 望き排防 稍で 隙間 をば とにと れ 技け 8 0 のは 川彦長額面でく 屋や た 眼夢 3 ま 中 を 行の同等 過ご 簾れ ば 根和 を見張 ま 7 にたなる 船和 る 閉片 0 0 0 切き 早時 內容 た酔い 幽らまるも 世 0) をば た舟が小 L 人 3 < て、過ぎ を (2) 7 L も遠く見る 15 を作り 地步 3 は 4 人光 ょ 九 あ

秋季 更言 夜\* に 餘塗の に 細音 い り 夜\* 排音河で月り えざる 月けっ 經濟 遊 香 光に なる 之 5 吹き 4. 河岸 11 れ 拍子に 温が 風 相比 allow. 2) 、水水 股⊭底: 少少 冷なた 聞言 理えさ 又き 來る 持や が W 正言 〈 がい 夏な 1112 男祭 切 ٤ 風空 何您 It to オレ 女上 御" に得る が 47 E ,E," Ł が 藏台 から解 私語さ 1) ち な爪門で B 知し C ts ٤ 標子 打造 っ 立い あ がら 12 中 込 際 1 人がと む夜に に夜ま 夜 に郷い は 小 4 82 が 網点 明是 懸し 早は 4 仙点 震力 渡れの音を 々く は見る 籍 顶层 初上 当

散気で て彼方に 白かってか ると、 河洋も てし たの 聞言 た。 早世 ま か de 誘さ 如花 たまらか 夜で横ち 駒主 木 は唯物質 形堂等 き Hit 情を 0 大きした。 L 茶さ 3 屋中船部 いきち 0 貞義 れ 内景 0) から 瀬世 る いなが 販売 等火 なげ で湯な 鶴 0 御がの 情景の -{}-E D が 1 る 問意 主人を 月音町藝 下の 窓が 空台 腕言 0 の光に 數學 を を カン 歩きく 組《 6 15 岸い と相手 たなる は N 也 遠に 新 -れ 0 4. 渡 門人注は 内の流流 3 カン 4. 見》 水流 を越 作さけ を重れ果 程語 果て え川洋

國語し 同島 は 禁殺 砂心 0 立た 0 る る 卻智 寅? 手で から

は安言 カン 6 大意 川橋 0 龜井 FIE 0 住5 ま

de

5

打きゃうげ

が言

22

议二

要う

階等 **茶さば** 屋\*と とぼ して 3 空か 老多町秀 迎信 龍二 々 6 を K 油 でいる。 門人流 州州 雇官 ガを 町ま 11/2 ひ 原は 水 運は 鶴. 深上 小二 住す 大寶 切馬 居" 師なる 道き ++ 训作。 を を # 阿常 ば を構 11:2 (2) 國行 细心 0 10 島等 理》 斷 L 41:0 つて、 北大 問言 種意 7 船 唯一人海ネリ、な涼の IJ 30 760 漕こ 供電 は がいい はいない \* II 12 展

感じいの 暖露 郎 煙 るる 一種ないでは、 時等社 到为 種だった 間多 恥 今生は 生きまで を 7 カン 愛机 0 L 浮語く たら 11 0 4. 45 公会養 -1-1 何時で 先程 耳: ·fme ? あ J. じるが et. 照頻漢 を た遠遠 おる 1 Lit. 回台 朋作 動だらなで から は 胜= たく 重 身み 顧 10 然 告なけ して 何の 是非 武士 す ٤ が دم 6. F 5 -6 思黎御門 IL 1:2 書し do 11º 役 気も き 院党 0 L 見" を 1= 然ら 家公 る 0 6. ば な d, \$ 程式は北京に生れ 原因 助已 種。 思想 人是 な 72 なだよ き なく 座 式い を遺法 do 5 彦: 心 No S. 1. 真質地 ふ妙等心言 11 カン 7= 切片 Ð 7 20 12 此 7 其る た遠は 迎 た は H 心持に 間ま れ 身外 唯美 0) d 8 て 見\* 有様を 碳 た は 山金 ريهد 子 5 武二 月電 -) オレ 供意な -Fr 7

城寺

艪る 合意 6 脳浸える す 1 手で 屋中 取と 根ね 舟台 る 猪分 牙草 舟電 カン

段がから だ。蘆 その 力 居る る れ 新大橋 天影 ず を 0 下 彼如 間等 到管 代稿 强? 0 0 () 成権き虚さ 時鳥と 3 方 を CAK. 0 は 際云 浮ない 茂片 を 河南江 近京 あ を 為永春水が らず de de はじ 頃系 治療師が 地岸のため 中源洲 後き る ī 潮音 枚続を が 8 0 一山人が 江江 同 早場 かい 社 寸 を きかつきがた 三 ば 後に人よ 過ぎ 送り を 3 82 82 世 近美鶴元 の 阿國橋 水舎 載の ٤ が吟い \$2 4 假宅の 三きた (0) の資行 氣 て、 た 6 0 屋や 鳴かく 味感 雲。 7 0 はない。高な調が 根ね 夜点 幾次一 废於 同等 め、帯は、 مع 正拉 サヤ は く人を 許り 涼り 対抗の日の Z 义 压 は は殊更に流 电影 も今は 稲なり 彼 深分 怪き す 色量 なく 呼ぶ から 荷 には横は L 川震 す 地ちを モゼ 現意 敬言 前共 24 かな 0 船会唯た 鳥山 差び 15 つ L

> Fo ľ 勿急 4, カン 0 玉管 大店 ٤ 酒蒜 料等 ynJ 雅艺 も理り込む屋や合むの 理り F を 下艺 神の 75 る た て 5. 立等 カン 低い かれに被力 5 ٤ 並ら ぶあ 唱 思想 港儿 た 11 虚なで 酌; れ ふきび 1) 0 小 人だれ 帯に 流至 - 拘索 0 0 3 は 酒道 河言 國二 7 に湧か 面也 橋 は っさす 橋: いて 松小 同語かたが は 10

寄よ 見み 7 邊えい 御座 まし屋を ま 40 久振 程が す 1) 0 高光 ま 0 御府外 先生 6 ' は、 17 0 美世儿 で の御 先生 00000 御座 大音が 御祭目は を 6. 手持聴きる 7. 人統體 主 は一家勢い Vi 力> たし 75 75 17 た ぞ共 御といか を X. 呼点 0

人を山荒・唯 ぬか 先芽うと 折 15 0 炒 0 な。竹角の御にとんと衰へ 明文は .... ŋ オレ 称" 2 打到見 × 九 奴心 晚公 11 が は 造中 気は 住場というに表 住事 3 師っちま 7 種溶け 2 御酒 11 0 上えなが の眠気 市港 -0 6. L 郭夏 ď رياد 御二 先等 山老 を を な る見み て、 書か j 催品 程是 6. 6. ريع 居る 9 院筆を借り いて居ま 地物の が カン す 今に変 眠言 らを発え 通点 Z, カン ば 此る 5 1) 5 IJ 小 カン か 0 屋や 0 年前 \$6 頃 す ŋ cop になっていま を取と 話法 P 0 0 風言と、 3 5 よっ 見みま 1.1 ~) きに 加大 1= 0 -1-邊 交 達さる 1) 喰気は たら (" き 打きふ から 0 色氣 ま 氣 船会た 販売 到是 j から 舟台 L 난 0

よ

IJ

去年に

北台

と今に

は

御二

一般など

0)

御市

角蜀 、

出電

カン

を

下げ道:

ね

た

なく

形船

美でか

大女

٤

吹ぶ大龍けき

I

河風上

えし

0.

Fa

連合

75

8

川龍

٤

カン 屋や

きかり

丸东

きな丸

3

0

-6

あ

L 終前 持かに通 きも 輸品が をば恰 海孔 間が続 0 色 0 微等 松門 繰りかべ 見<sup>み</sup>る 終在れ ります。 通宜 2 暗さ 10 0 い合き [ ] 7 樂 17 の光に ば 17 0) る 6. 添 文章 程等 15 は 國治 の松う 滅らか L オレ 至光 行手 2 我や たら ろ な んら 老粉 22 かり間かせ 部号 代准 かい 在電歌 中 100 身み なく 712 花法 務等 ったす 0 1 :折 物部 て着々 門名 111-2 眠器 珍艺 II な 岸に 0 [] 1:3 際云 事 河湾 F. を 1) を手 3 0) 見み に差換 L 1.1 見らで を \$ 360 L 24 能和 器系統 とし だ 100 き 2 7= 咏じ 15 年 到步 なが 地っ 3 22 今 退た。 1117 た 10 を た た 0 1.1 Ma 腹島 人儿 あ J 如是 ぎ過す 夏马 弘 ま ニたか ロロた 3 Tis 25 れ 0) < ij V. 顺热 樂 にい 夜 村中 It 82 た \* た 田性 作 L 自治 根和 寅言 感觉 رم 0 ま 奴世 独には 妓 力》 用准船台 圳 1= W す奇事 辰ない 師。 排 だ首尾 1t 1) 0 当 時等 ナ 3 游 共产 寺 f 0 進い 書と撃さに 2 た

る カン ただがい 御に加いを開き ます **财**常 内生 L 小 ガミ には 名かった 矢張り 随分名 角篇 あ のは 飽きた 首級 高点 东水 71. 14 Vi 南方 松 松に 色 徐治 水 **建** 間に 門为 あり あ 川作る 5 1:3 C 东 御二

から 13

0 8

代於

小三

子子

解言 8

統 It

de

82

カジ あ

無むっ

理りた

空言ふ

ŋ

K

否

\$

明

の豪遊

を競響

稀

0 簾 鳥とどり

は

食品

納

カン

知し

8 力。

礼

<

U

L

V

御物

觸立

1/2

¥)

5

御門座

l)

先經

階

K

0

世よ

0

11

切於

が続い

72

廓だっ

贅"

澤、園

た御き前き

前さん

ま

物きい

無ないはる

手點

け

た

御

儉け カン

約

ま

E

\$

大助り

\$6

ریم

رم

3

を

17

7

<

オレ

易

0

髪なは 衣 tr 園子郎 かいまいろう た変な 下部 L げ 愛いい 糸ない 0 中奈巻書に 年の頃に 丁子子 반 はま 0 東京 帶。 銀光 信 ま だだった を 女 オレ なく ば た カン IJ 共計

が、関する。現なの、銀など、様なの 書を常 妓りとり 新造様 6 ず」 L 何き 廓流 ٤ な 様子 安龙 思言 15 7 な 弘 3 `` 20 隱 前さ 5 カン 、と大丈夫だ 人 引き掛き を打領 な つま かい 申書ら 0) れ で 長煙管に す は 事是 が 御一世 澤汐 .Eib 20 座 ば、山気 あ 7 は 事 1) y. た。単語 なさる る げ 初步手 なら 主 IJ して ふなっす 心是 力。 ま 頃言 戴克 魁分 d, 烟点 1) 25 ち カン 3 11 -f をり 衆。知し オレ 萬 何是 から -) る 0 が 中等も 败。 Ł オル なり In. 6 Ł 7 L 改造は 此方 82 3 7 × 1) ye ま 気を揉 物為 F. が のかかた 10 さ -) 北京 除計な気後 5 松 樣 大層世 中心 せん 7 で 種珍 U 7 風信 ~ 2 むに 時書 際書 統公 1) 俗的 11 間艾 ij 10 興意 此方 伸町の 收点 見た 12 ま 旦な が 間数 氣章 1.00 を ~ 借方 騒ったさ ま 誰にお 42 17

心是 生きん。」 ほく 61 たできず き N 命言 5 なり 15 に氣 然さか はず Ł 力》 話を 女 5 を 43 相差 いる 日皇 0 B 17 北京 何点 H1.6 3 紀 ま なに 7 -6 何完 嬉れ なり あ L 1) L オレ 60 カン 7 あ j 知し かい 當分え 1) 1L L Ł 法 5 47

> は 111:0 1112 -0 を な 忍い 大悲 3 「暫くの辛」 身 體。 82 が 1:3 41 7 抱だ 赵 カン 4 11 t 先光 153 1/2 外系 4 支

僻で 儀では 身み が、 -) 様子 1) た。 を 再な に、変 Ŀ を 0 な が 解ら 礼 11 カン رمهد な党音・ 0 所信 B 園る 5 L 快 11 日を梯子段の た 獨能 げ 10 < そ 45 15 共 P 5 な様 の下た 傍言 腕言 5.7 を 組 む種な 1 3 作を 7=

## 74

II 0

菜子に添金の

0) 身近点

薦さ

て、

煙を前たっている。

智心

盖た

た

き

湯香

と象牙

を

等はす。

添ると

カン

0 種形

直管

な

が

5 83

お

盆ば

40

火ひ 0 た

5

座

1)

ま

す L と表のこ

閉場

ŋ

をなす

0

居品

6

ま

女なななな

\$

B

3

76

休学

孙

な

る

カン

6

下 7

6

よだ寝れ

カン 杨 園で

か

種珍

は机の

上之

を

0

4.

方

を

"

0

け

\$

5

子气 になっ

刻

木で打造な変 投稿を表である。 玉葉明為 ま 家なり 種意質言 オレ 嚴 呼点 II 油点力 忽意 獨。 力。 折 11 々 0 此 生艺 义 明言門為 11 柴二 る 生 なり fit か 折节 6. 作 情に響い 1.0 寂し 小 順語 者令 B 深 を提った複点 後等 行 施り 鳴な 燈与 1) 新汽 出港 物多 FS to 筋まで -}-節。可 あ を £ 知上 連弾を遊り 715 夜過 四よっ ま 絕生 6 物言 82 4 學系 町也 燈ます 150 は 枝葉 人生た 拍子 6. カン 115 鼻星

山窪其で東京の 呼音突きを 有意は 程質 或を 見み 朓东 のの屋\*郡 ~ 0 あり 8 8 る 群龍 も質さ 珍 رج 森儿 數片 茶江 嚴心 家に 玄關に 其名 民党 た な気き Ľ 悲欢 御治 忘 屋や 3 0 氣意 道智 数 敷は K を れ 不多 返さ 温すが 也 張な に早場 7 音を 0 中 大き 玄 の偉 議 でも た武 小さ れ 羨 tz 横手 自约 3 み た大力 际 淋瓷 家时 幾い 重なる 共 なる 子遙に幸橋 代艺 2 本というない中部 00 3 0 住書 を 日で を 0 夕暮 頃法 良心の 題え神 ま れ K 今けも 70 不圖見 から カン 11.5 Zit's **/**t. なく 光景が 芝居 夢に 奉公 残れ 寒和泉 扇がた 酸だ 遠差 E を

IJ 外景 iT 有意 3 吏 様きい ては 新屋 そ も 子しの 新學 ば **消化** リ 红 0 力。 古して 玩 何怎生意 様言つ IJ ッも 大きず 145 家がい Z 礼 0 自意 飾 班与 内語た た ないけ 流出 なく、 質素 狭紫 よ 物為 Ŋ J. 題言 カュ 外景 1 カ・ 屏" 做办 中 種は頃まないには物 0 間まに 下上 7= 谷や 身っに F 御治 風.: 物き

眼的 [ijt 17 0 7 種語 漸高 其:2 家 門力

4

ぶの語が上京 身为 場ば 5 は 知し 化が時に を カン は オレ 0 人是 わが 末意 九 わ が 枝髮 が 文文艺 遊ぎ 家 爱欢 思禁 入り道勢相感を 記さの を記 0) 7 のば、なた唯 步 如臣 自为 をいっただける 唯意 備ね 6. えし 2, 今は日本 年に た 7 なる 傾城遊 記るの 何い時 近く全に 放湯ない土 す 散る 15 帮拉 6 本流 印第 任具 說 役に び は古原明 沈范 150 繪三 雅等 多 共二 祀 L 女が 書 組織 北海 弱しかく 共产 至岩 相感到言 打造 0 して あ 度 は時波 \* \$ J 頃言 11 1 忘 航\* 手で n デデル オニ 11 1 渡 吸き 主 4 道等 心人 12 死 3 111 書籍は × 111:3 秘読 き 極二 6 を 111-3 7). は ま 深之 芝居にい 花 武 比台 凡さ 廻声 2 1) 美に 旋:5 器 丰 步 名なかよ 事と す 0 類 女艺 自己 信世 勿きば 110 風か 7 j. 11 L 随意を 軟質の定益等世よる を 電影 書かれる 度なく かず 誘き 0 ge 片版 蛙貨 御門 を声に軽な 間 カコ

- }-ま

L

文字

講ら

釋心

([[])

オレ かた

息等 t

·j.

達 7

かい

رغ

filli

歴り

1113

から

なる動物

4.

故

實

C

猶益

1/2

7

他あ

起作

B

ナ

是が非な

前の

なき

0

な

3

浄"、理で 夢 胡加 津 ∃i. : に線 を か 聘" 郎的 身马 迎管 心意 6. 何篇 を 1) な 1 t 生に 7 果装 カン 1) あ 節 年行を は B 3 M. A 細面の Ho. 老 嬉え しく、 Lis 何日 に書級 L 2 人公 稅也 到公 ま 465 學言 3 便也 朝空 著款 寸 虚さる L IJ 10 方は が 1) 行次 t, がよ 内容さ 名を 100 p 茶草 16: 婚司 1450 3 H れ 淚 時等 -d-が を 折竹 如行 戲 7= × 丈 省. al. . : 34 す エデ 優等 心 嘲思 思言 彦 顷沙事: かい 1)x" 東多し が

種なない C を あ 物為學生 た 34 カコ 11 唯艺统 た 田梨 行 音さ 源力 柳子 續行 井 から [4] -仰京 稿 II 1:3 2 1=

前是風雪

そ K

オレ 床

に戯れ

著者の

様子

二日撃

L 0

彼为

式亭三

馬が

+

3 は、

72

L

息をい

几多 思想

を 2

出港

麥

湯 形ある

姐望 -

3

ん達を

原岩 Ł 化彩 4.

6

L 75

以いい

4.

玄

11 を

なが of the

6

6

行のく

町

F. L 煩炒

1113

類しきり

荒湖

L

何

Paris -

天石

It

盛

وم

合戦だ

兆

が

見え

Ł

餘望

1)

他た

要な

なさ

過ぎ

だ。

近法

助门

明日光の

ふう。

自世

を

と方た

た時に

代言そ

空台

家

徐皇

11

な

な恐ろ

L

6. 不言

異い

人光

黑彩船

泔

々

浦る

奇なか

7

7

な

700 あり

オレ

7.

``

7

好之

1.t. 11

今更

).

此一の

身が悪熱の所と

種心

11 今更

どう

仕上

0)

な

此二

0)

强

0 彦:

狂いいる

川荒

柳为

رمجد

5

茶

L

更高

なり ريع

-(1) K

酒苔

に行

主 が

から

流系歌語に

大智楽を

暗台 7 -0

3

It

夜よ

挑片

むが変

間沈に

思蒙

待ち

43-

利

那

麗名

1)

買かの

なる

あ

場り我か

家や は

10

近影

V オレ

突き

~) れ to

7 20

ば

カン

IJ

居的

3

TI

な気は

3

中等

カン

ま

身み種に此る里意

請なるはなった。

男生

女によ

け

程度

後よ

-C

心安

相談

先

を

わ

が 7

家

引擎

1)

ナ

17

を 關系 0

Ŋ

湿く を

念意

れ

時景る

な

頼筋い

10

屋や知しか

~ 柳

開於

カン 3

れ

た

節だ 那" 號

5

カン 0

٤

15

河外若然東生旦发

柳門

6.

仲东

0

町なっち

茶

7

女祭に

82

通常

CA お没言

0

末刻

極意 病常

ŋ

小には

梅高和

知り勘定

0

3

を最前に

力》

た

Til

燈盖

絶る

かいなったまつ

H)

新ない。 根が気が

EE

てを幸い

撤

晋の見る人がをのかり

7.

0 1-3

仕し げ

まけ

Ho

ねる

紅雪

問屋 3 0

0 3.

那" 遠信

時也ぬ

れ

弟で

子儿

な

->

た

成さ

٤ 若な。且だ 红

を

與密

Z.

0

6

る

事是

30

6

彦

初上

日南

見み

る

が

草草

45

恐しんがい

た彼か

は

程修

カン

鳥

立派な

を 2

た

少はは 佐かの野地で 顔彦 そ n 0 ろ 7/2 押抄 整な 7 借る ち 金加 7 凝点 細き 女祭 7 L 1) 0 唯只聲 て見るだら 0 は は男を 15 少 な 寄る を 添 0 を ٤ 主 カン 家中 胸京 7 存 7 7 10 に、 自 3" 五点的 N る カン 人 折戶 派の ~ 男を ま た 手 0 泣等 から 姿な U 沈ら は 庭 んだら をさ 扇 進ない Yr, 15 其き 其を 女祭 L Ł 創館 ま の原介合の 雙三へ を ŋ 間蒙 でな 恐虐る L 香花 から 6 のつ カン くし あ 新古 步 様等子 上之 人は T 6 82 倒さ 如是 K 這は物為や

無がから 分がに處と 何管 ま 0 りかい くを思るにもの同意思なび怪りの 二党であ 男き 通信に 7 カン L 打拾 0 11 から 情やう な L かっ 11 T 書かく 方は 過す 想は 返沈 3 3 五烷 L 力 \$ 身 らいりないと種様は き 华港 5 カン は 7 W 子 7 然 に時間を抱い 老 よう は 事是 ば、 な 2 勇氣 成智 親帮 から 2 構な 分だに F ま を 刻え 思慧 17 何倍 許是 -(1) 行 1 17 が も思る な から X 云心 75 B カンラ 声。 計學 勘なだろ 君弘 45 5 け 彼か \* 0 0 んな 7 生だらに 41 な 礼 \$ 無也度沒 \$L 10 瞬度の 7 盛 なら 6 から 世 14 7 忍のに、 間意 力工 الله ق をジ 1) 郭辽 あ ŋ 理り な た うう。 覺得 03 ば 3 10 K 0 6 カン 云台 自当 自也 まで 無かかか え 11 かい 瓊 ほ 中文 12 TS 4 含含 カン 短頭着 分流 5. 月星 分流 6 に 0 た を際 あ かさ L UI 别言 慎智 あ 事是 7 心なの る 身み 4. L ほど 器者》 4 10 5 消滅 かい F) 合淳 ٤ ず 15 17th 3 4. 心心 意理" 读 あ うし \$ 岩勢 た 誠を 11 20 0 Ł 辛兑

男を観光がでた。 上ると、女もなるでは名残情しいなないがやっとなる。 其そ 0 83 場ば 後古 立た を現場同窓 3 落ち続け ち 庭木 去 1) 残り 庭は FIE 色多落。手 カン 度管 は 再なび 九 奎 もち た 閉し 人的 11/1, 75 8 から た後を き 胜些 少点梅色 0 IK 寄い心が ま 資产 3 -4 を 外色 潮" カン 4 から 漏 てきる

## 五

意 f 型 な を 沈曹 忍ら U 护力 5 朝雲 食り種な de de 逢心 2 事论香艺 EI 抜で 11 あ た 頤\_ 1) ま H 彰 下具 座星 庭は抜り 敷き 明老 き 3 75 3 カジ 何彦 6 李 限点 昨時 夜~考验 至 緑を 出。 6.

折覧朝き果らなく 光智 壮 昨 大きを発 0 主 呼上 裾だだ 3. 徐よ 早時生活 雨至 角蜀二 程信 果蓝 社 5 石紀を 力》 ge 1115 頃ないたら 上茶的 水 治丁 目め 弟 0 壁が -0 玉葉 掛か 0 から 茂い 出力 け ま 3.0 彩作 畑! た 47 6 背待にめ 下》庭哲 全 11/2 カン 笹さ 人力 種; 此上 J. 込こ が 折 葉"押" ま 朝設日 木素開記 3 を 7 遠是 73

傍な赤い付け服めない。 ない。銅を細ない。 ない。銅を細ない。 着枝様に遠す の文旗は あなな 一番 のよう 身い 宗を 具 孔への ٤ る 雀に根なを ば ので竹き頭を 力> 形だた がり。 浸える。 長は行燈の 長は行燈の 尾は梅 L カン 現なは 花的 石は紫統細 共产 0 0 渡克 和野 國於 火影 見が IJ と多いはい た筆り 檀な I 不多 0 年歩い 0 まくが 織いから 小思議 盖なた を物と 1 17 刻書 \* 0 爱意源 と思ったいないない。でに、気がいいないないないないないないないでは、気をして んだ珍人 倒是 新か オレ

名は人 0 と書のとに 狂喜 15 な 文学 れ 下^ まで 手た 茄な 子才 11 放法 あ ٤ ŋ 思想 te 3 ども ŋ け 讀より 主 步 3

0

人灌

の語がの数なに思 6 想 2, 10 種語 B 思想 カン なる 御物 出花 3 0 心 氣意 11 3 持 危険 姓等 渡に 10 け を動き ち な てを冒い ま 成さ 電吸い 今まで る 8 0 せて 0 7 ても、 其そ 0 あ 20 味つ L 0 恐 た 9 瓣 ま た。 頃言 怖と煩い 頃言 دود は かな記憶 かとした 物意の な 思 語を 年亡 け 月きせ 返二 悶 れ 15 ば す 今夜 引替 から ま な で 6 0 y. y-2 中夏 TI 80

作

ŋ

て天保の今日に至るためなったと

に賣いた

す

繪為

東京

では、その

B

都為 す

馬の

菜

を持添

张!

7=

カ、

1403 5

-6

1.1

ts

石と見み燈され

湖京 夏言

明篇 (注)

類力

海" 瞬

111

あり

先程湯

れば、消

ひた

展でな

を

重って

気に筆を執ったで 燈りて 登る毎を年記 上にず 独などつ ち た。今はおおり た。 長也 HJ. C 行い 22 大人となる た 不設を 掛かけ i. る通言 は 此 かっ ŋ そ 门岩 月で ٤ 7 方下 ٤ L -[-たに置いてくれ 味きの 4说 气 思想 1) 3 VI て恐 力: は年を関 たが 0 3. 6 して 優智 相望 HE ٤ L 3 行に散っ 153 L 背が如言 ديم た L げ 共产 如正 修 と共に が ので 4. ま かりかか 当 機 -< た に机から 生持掛け ま 小二 あ 东 j ક 行いの 机で本 7 44 る。 夜 筆は時ま るって 指る 光り 間喪 種語 ٤ 夜近け FE 1:3 限めを 練ん かいも 校士 眼: をわが、れのの なる is Zil. 知度に 3-沙 7 Z. 文年行 順に 立ち音を延済を聴家 de la 82 \$ ば、必言 小道 どか 1) ざ 7 にたっこ 手で け、 L 15% ま 月まか。 見ず大岩み 10

素なとへし、突ちるい。 突ちる 物象 然差の 種な顔な竊なび彦のにかずら 物のなどのであ 忍るなる 自己 オレ 色は を を火ふ 間差 上之 の彼方に常 そ 刀な る 行为 1= オレ 0 を do 眼的 野党 た。 手で ٤ 5 TS 共岩 登れた ば を Ð 種門 0 八に行燈 聞意 て二階: 彦 دې 0 5 が二 から 5 は はた然 IJ 風空 10 聞き とし 0 告さ 耳头 火なを (2) lt 音を 丸窓を を に時今度 オレ 夜ま 拳で 吹きの ٤ T. 7 B -6 LI 種。前 わ ば す が から は から 4. 音さ 香山 早はよ れ 반 か 通言す にさ 松海 4. 老3 82 再套 IJ ريه 輕常を くよく

つず IJ 河 き 随日 明に話くて有 方は 紀 屋 不能が な 11.3 下る 能る の光流水のは 分光 火の消した 3 ریم 上げる 思言 から 小 斜管 庭后 门沙世 情認 AL

穏をのか。露 なた。 元音に 時に 差がい 露。飛车 再びた < きく わは 吹える 河沿江 を Tit らら な 吹二 方言 礼 いその 軒: 李 7 動き近なの ぬなき 1:3 付け 種珍が 4. オレ な の影をば滑ら 限金 風雪鈴花 によな カン t お発 6. 果て 25 明学先 観にかり りたか 下門 2 なく 紀に カン 奎 of. 20 7= 란 照長 0 打了 心で地 7= 60 2 3 ريع る 丁二 で人先定 流波 夜氣 毛" 5 た 松带 種 t を 2 t 15 人を意大 ない音と し気が の植木 20 何先 珍公 カン 0) 屋やに 物に 根"门片 加小力 F 根をは鳴 报生 な人影 何为 ょ 0 4 1-わ 以上 は茫然 土言 鳴な 7: 75 Zil. き 物为 身改 1.1 0 1:3 L 82 Ł 一切ない 夏の夜がは では更に 61 安心 程数 窓 -0 得之 此 中語 唯たぬ 11. から ٤ 微風 得之 加引 を カッド <

來 禍 之基。 下には 6 大准合物 75 0 17 何怎 V は n 取さ 主 設は カッ 0 0 7 摩えで 5 彼か 0 6 op 8 そ 4. れ 7 幅やう 0 天下好法下が大 0 :3. た \$ 15 波りま 5 110 時等 东 5 11 笑き 仰鳥 长\* K 15 6 10 程是 な 事をは 47 な 0 20 有品 カ・ 多 th 0 76 御言 平 何言 其 御二 難先 日尚 前是 3 れ を か一首の小法 政事 能 云いれ を引く ま T 湖泊。 舌を -6 る 25 あ を 20 7 が 4 付 3 3 濟す 口名 な 草草 世上 MAPL が 巧意 む 借 から 1 0) 4 B 話だが 山塞落兒御三 1/3/2 承上 番ば < れ 首。座等 C 存完 る 皆門な 御二 麗い 4. 6. ょ 口舌でなったかん あ \$ 座さ 8 主 な た ま W 0) P + 4. L ブ ま 3 65 J. 省分 主 h 7 0 ま Ŋ 譯 記せん 0

事じが 0 落り 自品 0 事是 ٤ かりなるならの をば 4. 7 ば 0 3 一・美 3 旦竞 5 なく 那 那ない。 3 昨夜先 3 た 頼いくかっ 話言 が -C.L 生 御人及 御二 が नेट 虚态 所にの 1) 御三 ます 0 ŋ 15

芳と國際ま 暦を た 40 暗けの 直流 ننجد 峰に高さ H 7 6 力。 0 弟。 82 ریمی 6 好だが 鬼き 3. ٤ الحالم 事是 あ 1八十 える。 0 -(" のをと 剪な 二次 御三 000 座言 も持つ な を揃き 17 男を 芳し ま Z, .C. 11:2 カン 松 机 Ki. 性。 易 7= 供き 7 がご 其主 恶 ち = 4. 0 故 くから L ひ人に病な 田产場達政治 の 江之 深刻 あ 音加戶 夏等 9

處こら 事記 6. 等のね -1. は 111-3: カド し 事 (1) 712 中家 だ ね 節-11 主 そ な 10 0 趣り K) ・を 堪 忍んば 寸点 す が 0 強む ~) がと 堪なし Ħi. 分 ٤ は 25 主 11 魂 ば 此っな Ł

可を 御言 II; 師何究 0) 座三 後篇 座さに 最 致治 古 ま せ す 6, 6. つ対見致 0 な ye な恐ろ 0 分范 Ž. L 11 6. 先生 北北 3 事記生活 0 yes 1115 10 な 情景など ž, 0 田屋た 6. 事を源だの

き月常 が視 人为 視しの 淋疹持めな < 線芝門を 3 移き 3 をば 0 虚 ŋ 微笑さ る た \$ 2 空き が 追り今至 apo カン 5 2 銀に カン 來 K 7 1-言兴 4. 夏き出だ < 0 3 種意 ٤ 14= す な 個等 Ho ~ 曲音無心 100 6 I.I. 物うかい 然光短 وبنا 0 さし込む 淋で -C. 言葉を 座 根! 1, 聞き う、連続 絕生 愁を -0 مي. H172 く造賞場 1+ 來《 给 大程 ば す た。 0 1-0) 版語の 層を吹き 7 二条

打拾

を 5 得 追々に 0 7 取と 3 中夏年芒 だ。 15 は 大宝世" III (1) 政员 ¥, 儿女 汰先 01 筆情が。 種語 什点た。 器は、。

8

100 川で町青盛 なくの 盛艺 00 を持ちました。日本 依" 敗" い 帳でつ 質り () IIE? 學三日本 何牙 近点 ٤ 作なな 變 10 蔵り 0. な 塚九 指

> から 來' 兎と 方 1 だきと 10 3 新? 角な 端 晚行道等 婚生 かい 傳記 雜る から 17 H39 0 れ 0 40 t 中宏 口套 4 家いに なくは 1 和原

明☆人と夕響に 観音を 後常も 時間 し 柳々刻に毎点を作物 上き方と言と節が 本で 事にか 年代許らめ 用き 此条原とが 本 事物 年級言 新之 17 WI を 以上 も が 12 你公語 諸との ŋ With the 6. E が 書法 明毒 4 t 虚く があ かりは、親 秘心 又 1115 8 カン 17% 17 4: 藏き L 生 古意 11 る 年記 で発言は ď, 共一 柳 诗意 側を風雪 : " 致を かき 動學 自書は対人に きなが 記念 L. カン 排 Ho ij 到行 4. を 座 经 物 は 期き を 合語わ رجد L 嚴於 難? 思蒙 催空間\*門方 ざ -C 111-5 Lik すべにた 第 睑小 沙山 池路山で上級し オレ 间层 労ん 風か 7= が を 魔をに 例為 147 諸」の 際き 本意 6 其二 6 2 人元 カン 門 ば す 妓三 112, 藏言 あ 7 0 喰、 主意 頃月期間 書 を

儘き即業際に 0) ま 情· 〇 實際種語 12 を 完か 0 年さ 1/2/2 F で 思蒙 暗纹 0 彦- に 期章 傳記 却分 11 夜 沙 ė 5 L 如い打造何か指す 休学 何语 25 た 6. 11 を 大江 平 ち 代語 90 Fie が 0) カッ 元 雏 名的 に成 \$ ま < 気に 施設は L TI カン ij 0 75 行 がい < 15 オレ あり な 兆 lĬ 油でそ 1t 0 要い 75 6 のの反然 7 此方隔京名的国际 精心憤念

記が作んだ動物の 根を排び温泉の をがら種員け 栽き日め 引四 ち IJ が やら 云か 5 どら て 返れ ~ 0 ら種類 きり な 0 Z 11 種。 it 4 るだ熊石のたる温泉の上に 老人としより 朝養 彦 撫 て L を 木 此 U 30 de 恐い いいい。 は 戶三 枝髮 同語 ま れ 22 11 へのく 機き は Ľ 中意 7 でいたかに る do 0 0 は懐中の手拭を 成就よ 情なけ 清部地 B 4 額だ ٤ 髪ない と申をかれ 見みえ カン 0 云心 たに吹入る Ci 夕草れ **\$**6 どこも だ オレ 7 い質に 秋風が に置き を下 . ぬるで 上南 750 求 ね V \$ かナ。」と種 36 長花 8 觸言 ども 7 ~ げ 上海衛 見事な盆栽で御座 が吹くと見い p> て 前き K か Sp 6 っと古 御二  $\widetilde{H}^{\mathcal{P}}$ 御座さ L れ なり た 0 6 apo 2 36 が 2 5 起力 か、他果は丁度して雪駄ばきの そ 即かに まし 4. \$ る 吾を 返礼 な手で ま な手付で、盆 をは戯れ 昨 雪駄 ます。」と云 7 今时 耐温ない H.2 公松師 夜 de 0 1 た。 \$ 0 10 力に 消き は 手質 珍ら 祈茶 え に っ 造 は た 15 木 す 4. 暑き 頃言 通信 TS

> 拾<sup>f</sup>て が 分割 L 去 ね。 御屋 た い。」と ~ が突然思ひ なんだんぞ ŋ カン 1 7 い品が 般方で 5 え。 銀艺 歌の長煙管で 種等 の筈だらう ね な æ なんで ま る do は 錦繪なんぞと of. Ł 0 V も今は衛煙管の機庭の も減多に此んな名木は 田た 手で ばり カコ 丁前共 御座 70 L 6 たやら 些常 なも 不少 ग्राप 」と種 1, 灰吹を cop な ま 0 同なじ 0 6. 4.3-彦 5 世 んで御い 5 رجه う。 先法 即汽 け 5 無さき のが はり 76 K 座さ 常育の 表向 0 ち 眼片 オレ 御 ま に云か رعو を移る には Zy, 趣意 す ま 大き カン U

は なぜ な V 350 無な 15 多 15 整: を 虚に ナ なと 用第 す 6

安克 敷きを な事を ま 「そ 北京 送表 ま は下々 ず。 る S かっ れ な 82 わ た けて樂し から ŋ な 弘 け かれたと 6 たく L P の町人風にでさ 御二 アこそ は 共 座 行きま 0 ばん れ 御門座さ IJ から 0 7 0 ます 樂まし 明3. 0 考がんが カン 明暦の 居る 玄 17 4. す ます よ 30 續ご ま 5 ま 大大火 0 4 れ カン こへ鳥渡雪 居ら 盆地 たりに 大灌 3 10 N は \* cop 處がが 無也 5 75 زينجد れ 天元 歌流 なら 金さき 摩瓦 4 る 常に では な 下太平國土 人ので御座い 人ので御座い 此樣 t 申を 御二 0 C. 結び手でれ 座さ 御時 110 を

0

る品は

去

御

覽

ľ

ろ

すぐに

初雪

0

足師梅の花位

0

do do

5

1

た

b

な

賴多

世ははのいい 40, 味き 72 カン げ、 ま -此様う そ なれる日かと出る中国 は細 17,5

ながらず 上脈が 腰记 盆栽に氣を 成程と 種質 を に落 力。 け、 ٤ れ ち 給よ なぞも 7 種。 取ら 7ŋ 事 ti; TI に関す が御 れて 17 て連続 1 施工 25 た信果も 人是 13 地上 なく de de 主 131 な そ る。 のと思いい 0 Đ. t, 虚なが少か 安龙 -110,82 分だれ

のって 唐鲁 法产 土亡 致定 Ha た K カン 毛け 平心 た 5 ま かっ のおりまする。 \* 下よう か カン 4. を 반 5 ふち 日本一 は、風州 す Sp 0 む がには 無益なな 何言 0 御二 から、 手です が 2 け U. ŋ 一前達が を申した 無意 7 御される江本 いいま 75 が下ると申した。 いくら J. ズミ 女 ds. 田墓 んぞは 人下太常 仰空座 世 0 一概に綺 兎と HIT 和成なな 名的 出て Sp なも に成 力》 事完 角智 玄 物心 0 0 開発なも 外場の ます。 來た ٤ を 4 1 兆さ る 0 で勝天竺ま 11:5 御二 ち には 政等 1 むりません 風馬 刻 op 然り 風雪 のは 0 手製き 粉字 向幕 1112 0 (鬼に所と致 常節 BEG 類を がっているか ガ 7 0) な原見 事 40 を収 なか 御三座三 主 力。 沙響。 汉 やら 7 か。 -) 沙

が るも カコ \$ 種な わ掛 7 ながら を 0 H 取との 7 菱" 本後 後 刺な 9 江る船が 測点 01 身み思い のに 常り此事をない事を 厅里和 巴為 V. 0 知 中意 O Lã を作 4.2 向雪 3 事を 12 を 負がそ 豪が 問屋 た 師し 隱 法是知己 0 家办 2 オレ 港 作間 放置 15 む 0 死し事を 合む 2 玄 He 0 あ 0 6 置档 御ごう 面党い 0 6 たされる 倒言か た な 上はか破けたの産気 よ 3 志さらぬ ないるふ 5 難を 儀 わ

のやら全く途方に暮れてし上については差づめ如何なるとはかり。死に、行くといふ

あ

自也 分がが He 15 カン (2) 打持 3 ま ٤ ŋ 同等 颜 \$ 化 H 知し 意意に 初り ¥. L 樣 れ 置:3 も ŋ 如 (7) 办出 3 Zis 家を 方き親ない 來令 オレ 多 元 面党 ま ts 中多田い 1) K 0 0 0 で足を種なったや 紙な場合を 15 なら は 五小 かって 屋を立ち 何かの意 は 向もは ぬ事を 10 な と 大き なく を と を と を と を と を と を と を と に 知し 保!! と 相等 至是 よ 談艺 見った カン 0 は 0 街等 ح

柄だ

5

撤 0 行か更

6 ŋ 3-3 物為 賣。仕し 様さ が な 3 共計 力。 0

ŋ れる河が直まきかい 果は川路岸は様々の 勝って 風変の 廣な える K 比らま 6 はさ 空汽 小儿 ŋ 早生ま いなから いがなか 時 る Ł 11 0 方き 町雪 一歩も 涼さ 町書 0 は ٤ ٤ カン 何のかかの カュ あ との B 工小 L 娘き 3. さ。 0 りたので 物の女 有様をばる 0 女なをとなったと 有樣 とば 大篮 種なる 通貨 は 強は の味み 办> 胸岩も 出でな り真正とない 朝湯に開き は 譚なな す 6, さす 開きのないが、 8 6 聞き なくの 籠ら 面も 田。 が de 思想 10 K 0 5 物為 心で吹ぶ 7 do ~ 心なみ 15 珍り 5 ば 道家の たのに 愛苦をむ 種なる 町書 の露 気げ 持居のに 忽是 家や 能象 た時を月ま 7 をば 地ち 0 見み 來《 口作 ts 5 人,頭。過 通信 L 目めら

の 料な め 対 で 理が 東 2 や 側 2 と 屋でと 後をばよし 間が馬ば た故意 0 も置き 年記まる 様美田子 一農工 樣 又を往りに 沙 75 は 來? 菜なっ 5 まんべ 切主人 知し ど然れ 物きし 0) る 忽是 好音 見み 扮装 す 行 ほ ち 馴生に な 7 燈光 大道店とどに立連 心されたは 無むに 歩き形然 を れ 住 立たきなか 谷ち た 馴な 上えて 0 れ Ho た江 味。年於 of the 人なから 日生 見み 一階が \$ 戶三 場がそ 間蒙 " n れ

意志

かい Ł

> 捌 續記

0 0

3 <

建た

でて 屋や金倉が直

海京

E

越

處 羽

0

商

家立

驚き

嘆た

0) 川川意

つて

眼の斜枕を排行

際さの

OR

環かの

8

フょわ る

打多取员

明え思想

折りま

用) -) V

な

程度者が

0

あ る

音が 6 75 7 0

取员 0 男は を

0.

0

來

称だなく

け

社

F. 0

極清

B

てもからて

大寶

勢に

中家

低いげ

6

8 頻

玄

1.0

木きる

學名

造等空

聞き何と

0 から 賣? 舒-0 1 12

50 市党 11 ぎる るい 秋草早は 8 小二門沒 で手はなった。 を < 0) \$ 道常 七茶蟲官 付き オレ 小三 たえ を背 --f--機 n 12 手に 机差 若なお 徳さ 付き ガニ を 負指 小 かい 0 黨を減ら 肩か 方窓の 後言 續記 B ざ 珠品 0 を 0 辛 たな参り上 K を 供を役で働い 数; 居る ま 獨為 老人 取上 御招 を 女艺 腰記 -) 動けら 染し 14. オレ 連 藝者 校記 曲。道智 有 風言 後 0 な若然 7 真实 カン \$0 衆は一行ない な 急とが 角記記 念》 は総古大 1.1 を 包を 成7。 樣 田舍者 15.6 业 事。 1) 信記 語 細言に つて 110 (405)

已たおが生 を自じ でし なく た。 は 魂な 12 カン 分流 身も ま 7 割なが 疲労 ts 生きが 作 あ は 0 なく 0 L 6. 涯 あるか た或 を破る 10 H 自己 F たといろ 飾さ 何色 今日 de of of ぎなな 分范 親 時に 6 あ 恐是 知し る。 程題 を ッ ツ州家に對 F な ひ去さ 消 著作 告げ れ 彼方 ŋ 65 あ 0 呼战 抜っ 友が 0 ち 禁むの る 4. す 持が はない か順澹たる 事で た時は たま F 幾い 0 Sty to 2 境を打跳 しま 0 かする 6. だ今 居る 2. 0 打炸 全書 有高 して 玄 共そ 著作さ き ょ る 3 113 3 或意 ŋ たも 此点な 0 は 目び カコ 豫湖 、過去に屬: 方たい 長別 生を は 己智 80 ぎ Ho 寧既に死 0 境が ij Ł 禁治 書語の とし 见为 境が 界 な 0 友に る 0 H,€ 日それら かり 美し 75 る が ないる時 身み 力影 間袋 來 內言 力。 で 0 事品 思想 打汽 書法 0 花装 1= 3

> 送を夢と自じ の 分が 果は年記載を 夢り冷と 数 な 何を な りの過ぎ中る 名な 6 慰 34 過台 残り 等是 返か 料気 L ま F は L 唯たら 何酸 11:30 -> 0 12 75 あ 61 遊旅 追號 を地た 3 0 放き ~3 6 が、 15 き b 11132 あ 旧 萬號 忍はば -1-2 1 119. 生长 今はに 此二 孫元 吹雪 かり 涯 を カン しい 花装 な 双言 物言 心污 コト 和LL する 4. 心がある 0 11 海 を書か 身引 初世 其子 をり to 7 K 110 IJ な 耽诗 は い 渡さ 共そ より 知し 全まった 0 き る た時じ 追り頃に 淋で 色岩 3 0 大は ( ~ 夜よ 外號 分范 L 否~ 老さの 冬 11

事には時事が一時に出る。 涼な < ŧ から 教育の風味 一七ない そ IJ つた 夕景 降子 4 75 風ふ 動意 と経雲 へ 製調 ~ ŋ 出作祭書 朝营 K 宿意 はず 降分 あ 飯" ŋ L 空は た小い 來 1 わ 李 寺ち f) つか時 準へ 哀諄 濡力 た 22 る 雨ま て見たく 初時 0 10 れ れ に橋場今月 よう あ た小い めて 昨夜久 H.S < 0 0 種ない 横片 と下座 庭街 *t*-4 子二 カ 過す 何い 風き 段范 は 植為 115 床 × を 敷き 込気 た。 カン 何等 力。 1:35 を 秋草 隱 of 2 知し 容易いて 1110 降. ま 6 小さ 11-40 夜よ 15 2、 ŋ る は しくど 立意 更多 來 な か رجد 置為 否定 た it 初 of the 6 it な ts 82 L

> 見えかけ 一些光 机でん 字か 那段 女は ま 科、水 た。 0 が 上之 起ぎ 7 迎言 朝节 8 海泉 わが IJ あ 111-1 眼鏡手で 方だな 契章 親が生き ŋ 坂上紅笠 do 床ぎ 括 B とも ことて 御売 るようなか 園の 力。 11 源的 知人を 100 46 方はつ 拔台 が Z. IJ 近常 弘 御身上 た 此方 手 汉 たよ Ė 男生 紙等: 御二 0 1) JFE 标 11 を思想 其で を 0 -C. IJ 答 手で 處二 あ U 紙質 から 玄 10 れ を讀 け る ×2 和ななた ない たし 緣 45 せななか 唯男 K 红 孙 散艺 111:2 0 不 下後は

絶たれ ば二 が £ す よ 杰和 今日 る 潰る Ŋ 力が 俄 れ 女 と愛 請け 殿 100 英だ 明 11:1 命を才費し 日李 72 当 东 8 カン な ٤ なく ば 担力 0 た為 頼ら 灰らを F 75 L 孙 と引起と 83 -) 貴を思せ 温に立ち 唯意 池与 オレ (J. 不 gr 至是 行的 则与 7 カン th 今出 人子 4 望されないを 更泛 に連続 视智 -70 182 0

最高 套ろいた

の魔筆

捨る

箱は

がなぞに至れ

る

ま

で、

派法

3

著き

作

0

全部をば

册き

々 凡其

大

カン

移

景意

何 る

處

カン

出版

外品

ま

0

&

٤ 6

取

7

狂歌

川流

んで

居る

た

0

草经双

紙山

から

ij

15

分龙

京 夜

柳紫 なく、

のぎ

風か

成了

なぞと

なく

2

老服鏡

0

のちから 名な

は

7

K

٤

李高

來る

12

遠ざけ きると

唯一人

0

の一間に閉 門弟连を

Ho

情なが

知し

1)

得之

がて

男をの

手下

紙質

を

及主

-

NO

-

深宏

初は

書か

4

7

あ 0

0

見記えず

曇る

服を

な

C

村店ない

7

い心安く

未然の、

冥智

加力

を

IJ

共電

なく

あり

旅 から

٤

事と

次だい

ま 所治

オレ

旦だな

视影

兀是

なる

紅智

尼节

江之

厅艺

-1-

組会

0 82

株

から

中間屋

11

0

御政事

向皇

阿御改革の次

影響とよい

此

d.

る

北京に発表を表現

要多

ful!

Ų,

Çç

II.

桁を担合

有資本。此らら様美戸と方が靜か三 つも を通過 はないない た終れ 門鬼 相感そん 然かか U 7.5 桶盖 0 4. 文質 旗 2 10 L 五き 5 4 話院 ま Z. を から H 物ぎ 17: \* 源法 不つつ 月 き は 3 合品 籠当に 騷克 ٤ はある をは最高に 番屋\* な。 やう 7 抜き した ぎ 何い -5 ガニ 様子 三人気機能 地ほどに 客屋 と 監警派 な き つり -0 出たう 世よ 気が どに 入い中等 人 添 -(0 は 在 付き L 0 江部 る -> C で 0 0 流流が方が 人怎 五五九 難な 輕なな 捕毒 階沈た て L 早はる。 草。 儀 の風流志道町 ないでは、またが、 は、 を呼ぶ 女共は を呼ぶ 女共は 7 る のかみなり 0 6. \$2 Ł 行交の 土き合ひ はは此た 足に た K を 師とを 奎 カン 種なる 賣女 313 を 地步 仕し 上意 初時 立等並 門前 まだ此 7 追れてら ŋ かなきる 15 45 がなった 酷当 置为 なが を 0 明之言 必ぶ珠数な光に種語 を行い た 0 < IJ の横手 命にのの選 見なったといったという 6 は 知しも Telt O 何在 づ 口台人 説の群集は一つてるた。 0 th 氣 رچ 省な 屋や 其后 4. がて < を 40 れ 負か は ばからや 海で 脚で であると、 一個などで 男がらひ に、彼り から と言いて 毒さ 明二 Z. 店とは「食べる」 真なるを 仁い、正さい 15 び居る 町薯 から 集きゃ

笑いいた。 境にと 内に云~一 込さく 病ない II as < 撃立立がめ ぶら やう して 閉しさ ろし 8 幽窓即 ナニ h ٤ 7 b ts 度変 章の屋 だ真鍮 ŋ 程修 のは同言ね が如言 な 0 が ų, 屋根を思ります。 を からい裏田師 監動 裏記 一片元 歩き 身み 6 1 0 11 る 雅站 人是 な 處 Ī 6. 0) た そ -3 立是山 K 7 む等ら 島を何こと ts 0 1) ins 木さ 0 1113 き 岸上 から た Ė なり 20 0 Ł 30 と水等を を水巻を を水巻を を水巻を を水巻を あ 男が一番がった。 と関い か 反法 土と家にせ 17 つの世 -) たが、さ 0 蛙っ 小こう にばかった た後を 外がでば 一号の 7 屋やた 水 全なく 場ば如言 相信 L き落ち 間達 0 た 暗りので、 < 5 ŧ B 0 す 間蒙 る いのり屋や 軒続く 此三 變な 小こて 4. ち が 70 女共 らず 本党 彩 生物 後至 0 音と桁に があ ただったがをが来したののがった。 境にたいたい 11 山開基 唯た はも 共 幾時で 問意知される 3 700 L 大きないでき かい 今方地 をば には徒っ 1= 0 ŋ ば歩いい 齊に解え 漫をぶ 拔ぬ俗言 2 Ł 0) 初時 音を なく 降子を 共 17 夜上 物多秋臺 なら 院党 程等 0 物の秋季にないならいなり、大きないなり、大きないないないない。 頭点に にをも野港 5 6 0 1) をの歌の間を枯れ

を消して

地もの

溶和

北京乾

ちてか 水色

1

方完 木5

共富

*(*‡

其一

を

5 - 2

护

ア 今世間 な 一 火なよ 何気日 \* 然まう 先業打宅 と だ は 滅る種語 生ま石とと か か 多年 真字一 を 舌髪 し と て は 難覧も 早! 遊生輕等成を何り由度お 既でん 〈 程本界論の 茶 ろだの真然だの自然に 煙だり 茶草に屋やと の味は移る 聚药 茶茶 時是代記 舌鼓 4L 不さな 火ひ 処語 拍學 うに素語 5 服ぎ 4. 0 を 投した 少ない、秋を たに遊れたのかれたのか 議立 4. に置 して 6 を打っ 風か 大教が安慰に出 派 通 カン を 排 動きは という 休字 き ょ 捨すひ 7/2 樣富 -0 金銭な郷でら 本 30 ٤ it ない 草を る T 75 から 何芒 い、其儘腰をして、灰ば た水気 不言に 種。机 るだから 选: は河岸の緑彩 v 1) が焼 15 们学 JF 居\* 煙を果草には 珍 れ かっち 間對 0 果。 を此り 服 んや 林 人登 ニット Da 下さか 盆に 0 でな 11: 日かつ ら渉 が < るい IJ カュ 日月日 懐をなり 7 6 is は、際を下り等 でんに き 涼さ ij 礼 長さら 勝' オレ だ な 何信 达三 た 3 75 手: かに 4. アメン 村芸 以下有分

る な 喜き 12. U とを、江戸中の町の家落とりたは、 から す 正言 る 0 C 大智 町々 厅艺 用き 動? 歌う 奎 か 7, 82 ور الما 間章 を カュ 12 太江 世 作?

が 密導 は 我れるを感 F. 8 6 7 ま れ ŋ 1) 5 如言く 我記 木き -る 0 知し 文意意 高が でないま 抽は 70 0 は 送り 御》 たとて 亦其 育、 L は が あ の唯意 し何處を風い 隅また 世よ 兎と 75 お 0 ま 種語 行く人と 人などで 上常 6 ap オレ れた安勢 心でなる 用度 ち向記 遊冶 角なない \$ か。 15 何答 方さっと マと 4. 今は、さら 知し は K Ŋ といふ酒問日 治郎を見る は丁度 カン しさを歌にも の相前後 そ 0 な 7. 取さ L オレ ららう。 木な逸民で が 起源 れ たとて 步言 is れ た \$ い. とんくしく 4. 初き L. 面影 長門加 7 秋蓉 後 ながら き やら 見み得る 行ゆく 屋 日口 何答 天万 て ریمی は 初 0 な \* 明る唯言 歷 下沙 駒形だ 海気 0 あ なられる ごだろ で 冲流 U 足た る 0) 門为 雨手を 給 時也 K 事是 ٤ 何心 ŋ K カン のおければ 0 御三 方かったぐ 时 170 批告 Z. 此 ま れ & 17 な B れ人共のという 新たで本 を懐中の 支配 微禄さ 命に 並まま とる つて なら it 0 が居を 非四 動 82 り 程長 ば 10 to.

人は行う 計か た。 大的版》 4. 斯拉用 た大江 か it 依心匹等 して 提\* け 灯克 To 年だ人殺 來る to  $\sim$ へ逃ぶふ 0 なく 0 下上 \$ から、大勢い 吹きる B ٤ 女のなか 6. · . X, が あり 走 人公 後至 オレ 15 4. カン まり 我ない 飲きを 10 1500 聞 61 付け T 礼 DI S

集に進られた。 る。 事是 能が 先装工生态 例の何に 種語 な 江之 唐公 178 1+ لح ا 立等 な なら 然儿 突ら って カン 質らは 然光 ٤ 0 横合ったのし 何念 儿子 雕瓷 脚門 の事 6 23 から 手言 7 オレ 件也 を懐中 郡之 る 2 82 20 yes た を が 0 カン 1 ---け 向勢 Z 此 た し走ない に見定 0 \$ 騒さ 0 ぎ ないかり が 85 繁花

たも 4 op 0 0 だ。 付け 果に 種益 具常 カン 0 あ 0 騒が ざ は 提供方: 提出人: どう

人的人 付っ だる 先生 先发生 力> 朝 處き IJ む左続 お郷を頂き 腹お ときま 様子。 4 オレ お客を -0 人的 -) 石能抗 ح کے 載さ 騒り 受け 玄 引擎达 たも 用堂 4,6 だ \* 種彦 -昨空 0 まら 茶見 细产 夜~ 虚で -C 座さ 弘 他本事 流行 1) なぞは 11:L で ま 0 事に御こた ます。 41 騷: 樣 カン 作は座り き F 0 は書から を 奥ジ あり 今夏隠 を脱密に 加 意いま 御二 からかない。 存着 ま 0 加整 賣いか 3

> 出 12 る 前点唯設 俊《 初思 知じ -> () 财富 \* 通言と 1) 4. 0 1t 打造 以京 ->" 何

行きなどで 女生礼 す。 シニョ 三 嚴意 附品 女髪結が よどで 質ら 先生成等 L るい 0 かにはる 所等 去 II 二日前御 112 此= 1+ 行な **3**5 古主で家主 何ないに 樣 た處と れ 0 オレ 人怎 晚花点 が町を れ カコ でる 大まで御いからか朝 から 本丸 11 6 共き 御をり 全意 He 0 作に でくならい かい ま FI-3 話性 刑等 今朝 御教 رم およ ば な 成遊ば な始えで 明席で 12 -}-御二 It L 和二 1) 1) 機等 御座を入り 娘沿 小川市 主 [[] 5 fil; 小多路 Ŋ 715 仰 手 -11) " ま 第だだ Hai o 頃言前書 1k1= 上恋 fit 現り THE 済家で らのな 75 ま 5 内怎 FI 1100-1 ٤

中夏 を 御 步 35 か 内部 111-5 雕記 の調 1) ぎ 場所法 1117 1. Z 1125 -}-がの反称が 弘 82 1112 0) 260 和品 取言 村产 排 かに れ Ti. 同等に様言な

減系

る

夜季

物に

0

參引

去

批そ

ば

力。

1)

It

末

野ら

致さら 兎に ぢ 角質 御二 境广 古 を 4}h は 1) 奥力 1113 \$6 供完

-}-

だ夜

と見えます

方常

ŋ

36

屋や

赤公す

よく

游氣

联为

好よ

0

114%

大灌 勢、 0 容が が銚子だけ 烈はしく 度とに どら 立たた を持つ 6 手 來管 1: から 7 足た な 75 ij 果は二 する 6 12 息を ٤ 元

盤な カッり が髪から滑り落 も始まら どらし 摺けけ ち 主 たも せん。 てねた。 ね んだな。 ちる どう とり お ぞ御勘辨 燗究 do さら は 7 0 #6 づけず 無暗紫 そ 0 を

6

選を

ち 御勘 辨を さん、 お詫に出 なす 酒も看も出 つて 下於 る Ł ŋ 申差 西郷れ 主 L そ えと云 居り ま す。 U.

が

旦那。 理り す。 6 力 まし 那。實は大變な恵田來ない何のとい 今が今とて、 べつては居ち 限なく 々までお 定当にか 1118 0 改めた す ٤ 時節 仰芎 ŋ 6 旦那な な 有。 は ち 御座さ ŋ が 玄 たの 3 が 0 7 走物を料 玄 6 御座いま むせん ŋ 用い で遊ば なる

吉原 る女中達は れ 、戻らなけ は しそれ 追當 は嚴 はこ ば れ は際夏 から三月中 お女は 觸で 郎言 御二 へとか に奉公をや ます。 ま 力》 do たし 7 親認 許。

は足腹 が 日<sup>び</sup> まプ んで った。 な 身<sup>み</sup> 奉公い 種彦初め一 おおかれ は御 お上数 ばず 猥ら \$6 す事情を訴 女生を 屋奉公う 聞きなす の足那 しになって 座 立 な事を たして 40 ち 玄 it 乗も いもう 同省は ま -61 Cis 世 せん 唐の Z, B 0 って下注 か。 涙をほ 一時に あ へよう 6. 4. たす まふ L たさ ま からして 母於 す 主 親 ので なけ 酒湾 いまし。 op 0 ŋ ろ 5 をどら 仰的 は す の際を配ま 港と 眼め 御 10 悲が 液量 が 仰鸣 不多 やら 丁前共 からし 自也 ます 母なる 61 無な な 出当 ま 好す から Ť がら な内果 つきこ Sp 36 7 私ない 亭は が茶を 相談手 が、 屋中

立を同等去なは から を を 「種貝さん、 は左右 先程手を鳴らし立てた元氣は あ V op る 7 同等 す 為ため は から 仕 1) 香物に茶漬をか 化 2. 女中を云慰め一 もら から の體で茶飯茶屋 き料理 き込み、 づ 力2 刻 るを見る K 何芒 とて 其さ 0 門を出 過分が 0 ¥. 場ばの 15 るいの記憶 場を たらなる たの

5

れ

は整

75

次は役者にお召捕り 屋や 石岩浦 0 な 如き って 3 來たぜ。 一般作者と は古原 から なつて來ち 追放、女髪結 残らず 取 どう K. に女製人 取台 は 茶草

悪きうに B L 7 そ を發せず、 めえ。 鶴ったかめ ねえ のかう る ~5/ ŋ なく cop 10 四点 一と一日言 八丁堀の手が 種彦を初い : 邊を見廻さず 頂よ 何果さん。大きな際をし 力 なく は 力。 し二本差 In's 子先が徘徊 同心で 物湯 0 たけ 同島 は は れ の滅多な事は おられ た先 が果 5 生 11 0 杉 べつた。 供をし -(0

方へ急いで歩

ŋ

人達の話を 版表 わが家 久にしなり して と他書 称言 散治は 腫んでし まんに今日 10 否於 たが 風道し 0 まっ 疲力 勞 騒る 中至 を き 10 36 を 階かの ぼえ種 4 晩さ 0 する 窓際 カン 知し 彦

初 こまよ 門是 ひ出た 話學 L たの 35 0 近家 あ なり < なり

料なて理りる 天下香 案を 内容 で・ 景けら N 6 0 3 力。 10 知した 0 食 0 屋中 たる柳りと言なれ で種語 た金龍山奈良条御座いませう、 0 爪先 步 彦à 座言 cop 1+ 此是 は 奥京 すと、 型きせる 8 LD, 下亭種 川菜 -0 カン あ ば 5. る の奈良 久さいかい 0 れ II 向就 座さ 茶草 突るない 具 カン の山戸 5 1) 心意 生都 茶草 甘源 東る ŋ のぞ 沂亨 apo 耳头 人等 得 不物が す 面が 菜飯茶屋 多か j, た 15 な 裏田圃 内なか 近地奇 カン IJ き 開発 歩き共言 九な響い ٤ 1. 度記 712 3 45 C 今頃 を見る座さっ 存だ 跡夢 手で なぞ ふ見得を極 書食き HITE を 考に 輕 す 時はい は 京 ts 1.1 を 辨公 方特 背性種が町著作等で倫との繪を囲まる が 25 ぎ を た 渡

반

特片

0)

0 3

2

カン

E

興趣

田たを

い人家

0) 屋や町を催されるさ

云い狂き

色色 から 0

で

あ

柳

氣き

放裝

種は遊り

順きあ

は

み一南空

健認

下げ

品なは

即存 品力

宗北宗より

佐き別る

佳! 心

古道趣

1)

師以出

下に派に えし 間

計上

版先

のかれず L

11

を得えた

TI

カン

0

たまる

し

製品

色是

限室

()

で立續く編笠茶屋と覧しい。右手は近に金巻屋と覧しい木立を境にして、日本では一覧を表すいる。

日め中奈

0

刷さ

<

カン 0)

中意

计量

夜端

門す

0

٤

飛り

1) る

12 花法たが格か 4 7 1) 主 せら。」

> る。 ريب

> > 共产

0)

15

正言の

費のは

つて恰もで

大震の

き海線

を

と張ら

L から

な船割

の浮流

流言

のぎ

とを

凡是

そ

所让

には飽果

者に して

して、

古艺

原品

廓

6.

オレ

B

刑害

水

桶を載

4

顶岩

任

田豆 作

L

で

ŋ

ながら、

て見み

ばある

風か Fa 戯げ

逢るの

得えは

幾い

何行

なる 夜

ŋ た

なく 身改

主品 あ

K

能力

< 考於

HE

华光

が、物のないは雨では、大き遊り

山克

0

懐わ 77 30 八分

酱s

移

る

×

オレ

-

1

たの意を

州は 塗った

敷きる

先發

カュ

手で

25

た

な

が

が各に

V

男をとこ 類らら

を

呼付

物為

罵っ

do

らか

同等

手を鳴いた時に時

を 0) 1)

後なな

٤

るりかか 敷きつて 0 快なく 云小 より は B te るき気をなった。 却於 切 0 た屋や原物を 屋や なが、建築では、大変を変える。 た初時稲は秋季 送さ 道多折 を原 々ぱ 打多 カン 00 葉は空気か 空方 7 5 戰声 來〈 オレ 11 0 30 連等 步 見みは 駕籠 稍等の た 青暮ら 小二 残と 団を 花烧 さ落物 鳴子 馬台 を をば る 0 青阳 風な 0 0 0 服5条件 近就道 思認 0 案" カコ あ 夜 0 11 社会 をば 天び -) TS オレ 0 子儿 大意就 光か でで を一面を配を面を 町たの 0 0 線 立石 彼霊日ひ 人公 2 は

聞き

付 6

慎能

ŋ

红

オレ

を

7=

心に付い

主はは

酒等

看

03 不完

あ あ

东 1)

15

遲言

額証 話法 菜なも

通言

大き打き折き

き

石七

を げ

10

0

日の程

人種員 避よ

を

H 種 る

0

風彩

廻

老學學

0

床が

堂

は

な

7

1/10

مع

明放紫

かれ

15

小

子に座さっ

L ٤

L

の敷き 7

代查

更らに

來三

始

持。程學

性能のさら

初時付

のて

物岩杜

非特

11 ŋ 0

本工

2 つたひ

つも

下声

だなった。 云いた ば る 人つ 林香 なら どろ 事は人生活を 82 12 H.5 味芸芸 柳道 偶生 蜆だが カン 0 然光 ち 外で 6 易に遇ひが、 た門 0.0 出 好き 得う 逝" 無亡 る を の種質ない 7 0 氣まな Ł カュ 良ら然だ 茂的 限等 作事 年はままれる。かられぬ。かられぬ。か の富装 振 雑談とに、 行揃ぶと 8 を 以りた

(408)

女ががなが

れ

ず

此一

0

男に

观点

ま

風害劣質に

なだれ掛

70

红

6

格が る

抱を

사

を ち

カン

周

関り

は

御二

藝代

子の褞袍の手に

it

加て屋根盤を螺旋

の煙管を持ち

売き

4.

三野野 5

剃を気げりに

Ü

かけ

口信の夢。 3

れば

6.

英男子

眉語

n

眼之 呼よ

き

凛々し

6

面長 濃

屋やた どん 女祭果特 先生 根なが 2 其 來< ī すると今までした。 投込 惟 る 船站 た が を見送っ 見ると \$ 11 た思髪 けて行く。 に引裂さ なく だ ŋ 4. ts な 粉二 かい か 忽ら IJ から 二人物 及をば たなり 微头 È な 歴え 川湾 なく 聞きく なく撮がなく開い 種なっ たも 人 カン 軍業の 灣 能~ に数容さ 門の節符に の編取ある あり 間事 衛 笄や \$ Zy. \$ 然として行立 る気がも 忙が いた はず 7 あ お 座言 夜道 そし ま た後、女を川のちゃんなった。 裲言 ŋ さうに 近を一人何處 福神 後さる け 郭克 12 至 力 非に少時に別岸を 銀版 ら飛さ を着き物に 力工 h つった でる した 耳 個と 親先 處

時じら

B

\$6 目めい 6 カュ 礼 カン K 力 は B 7 76 珍しい 七代目 ŋ 主 4 40 海之 82 貴さい 老家 が 先生 つは木場 K 12 御さ 6± 相變らず 0 白や 發子 御二 久な -0 しく は 御二

恐になったっと 谷がや 分流 おせ 居る んどう 江龙 な ま \$ 至江 家るからむ す。 FIZ 極了 拙き して 構製 だが K 事是 そ 者と 存意 U 仰此 とやら 此湯 から落ち オレ U 尤是處 間 \$ 玄 はだ 落人 聞き 主 オレ 出い きまし たとん 同様風 of the 0 時也 Ci 其系 飾ら 6 後 75 だ の柄。 た 御災難 音を す が 11 60 思想 0 K Z, 耳 H やう な とら 70 を 御き変 旅 64. 琴尔 今皇 12 な

御名一

提為一 た。 所と废たに をく 4. de なる下總 先生 0 事是 不審 10 が御 ŋ 15 拔り座さ 杨 は He 17 IJ 在所に際が ま わ L カン -7 夜中、 質り 変き れて 中そつ 红 今日 居を -5 1) g 1 ま 中盛 で参 初 先送 たがい 願熱 IJ 2 是り 御歌 ま 19:17 L

世紀

名言 JIMS

作

は

れ cop 玄

た ま L ま

力。

上常

和言い

3/2

瑚□

飛れ Till,

き"

0

類な 物急

父は古人が

カジ

唐天

和關 情等

当

7

から

日金

٤ C れて

\$ 75 存然じ

> 난 0

82

が

わが

國於

11

は浮れ

なら

まれがし

身み

老村

行

ち

御計ら

な

3

下经 ま

さる

ま L

10

力》 傳完

諸 路行無 下台

様うに

世よ

部

さる

op

は。 は 7 棚さ 者 やら ij な ¥. 0) 15 折 入心 7 3 4.5 舰门 報節 2 Ł

た生き

本替る来世 細さ

111

御= 池 ざく

主

金克

玉

物当

は一度製工

此人 肥

Ç,

¥.

無心

相原成

去

人なの となっ

生"

命ち

は 3

ま

御趣意とは

たが

寝ほ

れ \$6

場を 門月本 和動品 形 水がいませぬ。 .: B 1) 雅... 田島北京 歴 されない あれない ま 3-仙一 るい突然山 帝 

言"明多数

生

先生生 斯拉

海老藏

人

御;

趣:

小言葉と

載の

体

IJ

北

1/17

を

月十里 郷水 てお 洲<sup>\*</sup>に 載の か た家は 和成な やら -C も類な 7 参 居至 の神 0 らぬ中意 役等 6 変な 方等 者治 た大学 谷ち 極 後のよす 過波は 老蔵 ¥, 第であら で御じたば 仰意 宇皇 11 座り で何き 5) 取肯 分流 家か 集 1 かっ を ŧ 柳雪 あり ٤ B オレ 水き } まし オレ 动 場ば 世 なる 先装作品 取当人 礼 たが 一行た な をば 押隱し 壊の る 6. づれ 初年 上流の 袋には

滅多に二つとけ 勿論 (411)

共に突き 分差 な心 た。 宛らが 奉 深まる < + カン 心生 3 え 0 H 行 種類 身ない なく 0 得かなた 所是 20 彦之 妖学 0 カン 7 0 懸け 力 生気を見た。は 117 川度如臣 金点 知し 0 11 命に 棒の 屋中水等 6 of the 0 0 00 0 脚野 る人で 根ねの 用家 る 風力 0 御岩 \$ 脈 種彦は 鬼とに 船道流流流 時色 印空 町電 處言 知し仕し 0 15 此行 7 出 を の輪に は 消き き ょ 1/2 正賞 を 16,5 角で 1135 って 5 不一 カン あ ば IJ 音だが カン 唯々不 脚月 に揺ら 家に 思し響き 地多 驚い 戸と \$ ŋ 6 歳ないて P. 來る が かい ŋ る 1) 遙 江南 がき 30 酸 何からこ į 課行 聞 な た 五数 厅是事是 來くる。 欠· 人が K 創館 彩 重に 理言 高な れ \$ 0 處 質 が動く K 低 潮色許是 類と れ 0 を ま な な 7 ٤ 忽等 4 歩る 青楼 相读呼 如证 思えた < あ 0 た 高なま 四次 をな 獨で げ る。 0 さ < ち 6. 株の音とち 雨気を 應し 名なむ 眠智 ただ \$ 0 目めふ 3 る 0 ع 主的 問生棒等 如言 o り と れ 膝\*; 0 7 消き す 7 る 情で 更高 を 0 手で t 階かて 見以 げば Sp. Z が < 前共 え 20 0 1 15 \$ 豊意町書な 迎許 帮は自じら ٤ 7 7 L K 0 な 2 30 10

書が何いに 彦は地 彦と脆多な た て 邊黎絮』の 作き 二定ですと 密密 立ずつ 買な思言通 2 7 彦の事をは ۲ 3 密通 た る る をわ は 0 地も 足むと 0) が そ B ---る カン te 家に 空気を ひら 處と 男女 橋片 で た。 \$ 助なつ を [出]ま げ 15 W をと かい 西地で 如いに かい 節言 をあっちつ 3 1/2 を 首 染し 活け 菰を た ⊅≥ 6 情を隠れ 波起 現意 1 が 76 殺な た東 N 其そ L を 洛易舞手 思っかか II IJ あ 11 抱か 0 だ を ま 男をは 姓飛んで 過すれ 0 た男娼 首は中で 5 首公 人な て落を V 0 B 0 L 心に ~ 3. 5300 見みあ 超 n き 7 お小り 1= おかののかないない。 グ 振なと 物云ふ如 関語 4 ま 幾いな 杉 種彦 橋門際語 夜よ 3 ٤ 其を 種。 間の ず IJ 年没に 3 應 な たる二つ 4 彦 方なな 出产 思想 か で が 0 0 0 0 動につ は 群島 0 L 足を 引学 許智し 唯花 ナニ な 間等 めて 20 0 から 堺は朝韓 心にあめ をば 、若旦那 惠認 は 共き 語か 6 K す 便う た。 突然 ふと見み ま と : 12巻 3 冷集つ び 堅 7 カン 愛か 町まと る 0 颇t 背は -0 カコ な る < のうな た ~ 柳泉はれ ٤ 0 43-E. 樂江 時等 L 如是 25. IJ れ 後 衛: 化しの まつ えず · 特别"x 0 do てて 幾い 3 を交換を ٤ < 首品 Es 拉龙 16年 b カン 年第 なば、 から 上 · 文集 來等其言 n 不高 2 腰記 用等信 種なは T れ る 場ば 女な 悪なの 漏りの 9

ねに変な いあ ま 應完 女のや p 3 71 は n を 取肯 どう 事に狂き思さや 氣きは れ 加差 た 種一種 度さ 前後 どこ 1:3 限のを 信分 い カン 見る数なって 見り知い大き 切言 氣 以沙 け

切計排售 にた物は 有奇が、 いれだ だだ 景芸曲まな 12 れ んないるも カン からく 4. 7 4.5 7 和建 來書 U 李 电 かな カン \$ 7 文芸 真等照言 抢きら げ ŋ 0 四票 7 な -C" L 持ち 力 石に呼いや 身外切雪 L 石地 よら が 閉は 0 43 來〈 無な ね マルボック 本がます 吸き かを 2 0 れ 切 0 れ 11 3 上之 忘れれ \$ 20 65 0 節か K 0) 7 絶たの K す -}-る。 11 唯たた 下是 in 網行 20 -(: 但怎 だ際は L 44 な L のまかっき 人答 高語を -(0 る を 動語の る 3 変の河岸に かかれる 0 橋亡 職友 古なかと 關分 رمه t 7 種於 待 龍大でき 月 偶生 op 市家 Ö 3 は 杭いの 向宏く 桃 此一う 然に 初は なる 居中 がいり 15 15 15 狮子。 石とめ 處 15 5 根なば L 光章 1t る 0 腰を 東华更高 ま ば ą, 加普 船台 程士 111-2 光, に木。 学に ほ 6 カン 1 節 0 から カニュ 落智 IJ 逃に つ が追り 音もなく流気 味しさと思え に何人の。戯 い葉のやう 床洗 下是 人是 温. 15 Ł 疲忍. なる L 訓言 夜も 心持に 72 It 0 排 th 丁二 銀江 る 流流坑 息ををを せて 75 17 4 0 た

の文学の手に、 遺銭 3 の相談 創き作 して、専ら S. 第き して 7 思むひ み 御二 立た 編さ 吏 0 に勝ひ求め た 公の御 0 25 7 四女は 國 あ 20 2 云い 下为 がの質が或る 3. 秘な

主党ア やら 片ない Sp 大智 Ħ. ま 丁町を 3 だ起 た敵娼 初 きて ぼ 遊 動 過 過 1 何處ぞ ぎる質が L た 馴なの 屏。 染なか 棒等 來《 お 端 る タ立かなだち op を 文章何答

拉瑟

20

な

ま

お

5.0

げ

る

長煙管 疑る ようと 0 あ 2 魔 ま ŋ 種負 身子 を 1) 種員数 が大だ えい れ 0 ね 開き 驚る 7 事。 せて 開き 悪く気き 創ま 3 中 なさ de 作 3 を 4 る う。 を ば な 無也 廻 N L. だ L 作 ટ が な こと立体 んだ鄭 に引寄 さん 0 能が 魁之 な 00

12 た W 庭か 0 な口 に幸場 0 説さ よろ 夜やくな 野京 朝京 種語 員が 15 E 1.1 思黎 de 17 5 大きも門を掛か

が 手 0 から 坝 移香に す 八 第屋 町 2 とぶ 丁彦を U 及其邊と ŋ な がら 地 は去き 0 15 川祖皇 行 宿代 0 0 0 月名 處言 方言 手, 火災にいまれた 川湾 とて 谷 畑等 兹、燿き わ 0

ば

大作事を者を運せ外手鼻をつくでない。市にはるです。 金槌の音につれる最もなる。 色量結響かの城上 する 0 新港 倉具 茶屋 座さっ 旨法 L あ 隆き 4. 日上 中変を 芝は居る 加北北 は 700 摩· 30 0 0 座さた 中き 0 銀芒 排索 た ま いづ 一と芝居町、 杏本 れて 3 生等 一村座と ま だ あ 17 町葉 を掲 新し 家宝 なく ち れ 2 7 礼 は見は 野など 其き 引き起 こちと往來す 薬は 九 4, L げて 編 香湯を 市村 カニ など あ 41 L 看板 122 御電 笠 50 ~) B い材信 25 有板と 當八月 馴な 荷車け た。 を 向からがは 極の た。 れぬらず ME < が出 紋所な 分通 被方此方 別言 水江 3 0 を忘 の操う気が 八月よ 脂管 れば 幾だ 今ばが 下廻ら 15 の木戸口に彩 輛 方に 步高 b は 17 表通 包提 まだ足場 終 間等 ٤ Ų, から ŋ なく カン A. 為 後: ツ興行 行 鋭き い役割 ts 簡 1) 座 町のま 生生 Sec.

マ 不ぶもの を 種気思しの 向家員な議覧メ 音がの終がお 間ま よく でも 新克 新克 下屋 5 狐されがながれ 11 败。 思を 不 0 鳴な 見るい は な 去年 るる Vi て、 議等 れ 勝美く 7 る 75 扇くの 0 गोर्ड 3 今は質 で 礼 1 ٤ あ 女だ\* 思 Zil. ま 7 は 0 7 孤言 7= は待乳山 用言 オレ 越常 TE た J. 明べい ts 用で中家 なびく ま 1 10 オレ 地で紛さ 樹き 0 茂は

為た

慌忙て、出 笠亭仙果の 随身門外の 氣きを 公ア を見る 小らち路 お 果亡 L He 前に 否は カン ま 家多个 を捜索 ريم 裏 表長屋に を とや 130 飽ぁ L. 4 カン Š 15 き き 不気な 気を 行ゆな ٤ 0 1) す カュ 來言 見み 2 る He 北海 L 合頭 思想 胸於 カン 一帯を 倉台 们的 朝 を 果的 後の 取と 張は 20 4 何 1 た ŋ カ: たなる そ、「乃 種語 凌さる 具学 か

力》 L 5 Z. 仙芳. ち 果も が な。 たん 懐中の どう ぢ カン gr 1 草 痛 \$5 前皇 ま 7

統

放法

3

知さに 用言 金 心 た から カン 15 な 1 な せえい 堀馬 111/2 原告 腰で Mil 匠是拔 かいう 力。 今け ga. 朝き

神をなるとして 一般を として 一般を として かなくなりに を 知し 聞言 82 和員 カュ 10 向勢 7) 创营

橋と通う治療 行所上 85 居を より 力》 ri : さり 町書 洲广 お 地生 訓 82 時等 松江 罷 間等 筋制 1 一个 鶴音 生心 1/1/ は今朝 桂 症。 10 晚完 戸達を受 \$3 衛門 酸~ 奶~ 今朝 は 1/13 突き יי 北等 時まで 御町 常言 結門れ 直なが

世点 れ ope 柳 カッ -1-を 期三

In.

散さ

柳

3

更意破性足をい 女がなかな 1,52 を 5 る。 た 何きの 7 4 轉び落 ٤ 水东心。 5 沈ら 47 種なる 群也 どろ 111-2 75 る Ť を 20 品 む  $\Pi_{\mathcal{D}}$ す 力。 験が中で 付分 無むは を拾る 75 かい 8 11 で、 \$ 瑪力 17 办言 ち B 7 杯を it あ 少なる 1) 瘦 をこれ 閉ち 瑙 クまう 何党 し気な JF3 3 & 0 5 난 0 の毛の生暖 何事 琥 意、 たる製 砂けた 破片 身がらだ 許と II 力上 売り 特別の 1:0 ٤ 職等 水底深 覧えず に聞き まつ 裸足 0 82 ٤ げ 慄 \* ぬやらに摩を 恨 ては を 力。 ٤ す 0 何浩 动。 p る カン ・ 格型 事 から 8 な 埋き 女祭 礼 4. 地声 日的 82 ば 8) 限智 10 風かど \$ L め湿されて養養 の姿が たたか 彼常 氣げ 物経な 打なび 此言 起き 類數 がさ 0 カン ガジ 7 1) しば くら 方に 飛がかい 华的 上之 オニ 7 £ B 0 が -0 立た 此多 た を 0 は な 0 1) 地方滋な 打製さ 幾な物 呼步一 7 < ٤ 行い 流気ん 方 瑚 0 0 カマ 悲つ が町でき 居る。 人を柳か 場為 が th 2 ~. な 0 面党 カン خ 學是 7 2 惨え 上紫 果: 其その 其之 液态 開源 1 な 3 あ 礼 此方 な 類とり 斯,種語 -< 立た知し 陸當 る。 83 郷を 礼 とりか 方: 儘美の か 途3 へた 水丸で 分が思いて、 漂流中等あ 度なる そして 居るは た神玉 7 P オレ カン n を ず ら 3 ·å. I カン は Ł ち を残ら 総と行き " 3. 泣きた れ ま

> ら二、風が度と 3 1115 40 は通常の成まある。成まある。成まる、秋季程をつ は ポを × 味~ 風電 のかない。 の、水きた 引きを 込ん 45 月凉 一つでけば では、一個子のため、 に検言 だ やら 1 2 -5-0 上立 な心特にな of. ٤ > 1= 17:30 () 思言 す る B さ 0 なく る (2) 魔と であ 0 62 1 0 共に 籍は た。 居改無力 FIE 9 J., 種意 7-彦: 事舍 11 吹ぶた 僧 رچ

0

1)

え

行四

舟台

を

呼よ

N

戻さ

11:00

べきう

戻と

七 間は誘いの めてより 秋葉れ 映影 から彼ら方 7 原は煎だい 0 よリ 43 來すた たま 家に じて た 夢思 秋草 なら引込んだ 弘 (2) 他に 頃まで 好 n を る ま 0 年過ぎ。 然愛権町と 石主を案内に 朝なり た夜光 消受 使た が 行っく 荷き 其きの 一枚此方 くくなど T- 5 彩出 順ら だ風雪 變ら た。 な わ 修紫樓の の金数下げの 題言 光がの 変賣の 金んだ 州の 床に 人は を二三 肌寒き は第一次 なく す (2) 呼点駄が送り 冷力 間意 お 床に今 仲を取り " 酸氢 の彼ら 0 72 音な 渡りる 年は 校さ 次を長額の 3 6. 今特 も一入深く 火鉢に 風雪が雅が と讀 戲 燈と 物的 ぞや 俄に 提為出 作兒 火品 御 法度嚴 が行う ナニ 8 L \$ 庭木 和 春は ま 怪... 4. あ 拍為風象の本 て居る 身に浸む だ ひ 拉: 深 よ れ んれたい 田を万と 衰 17 ح 字 1) + L 塘馬 を明な折ち 初き 立营 書 弘 Ė L 社 -72 夏夏 淋 中等田たを is 大岩 初 を

できる。 此方之 てら密かいので 御門の 男き 邊分封。年表 つて 先だ門を提り書と 0) 侍ない 手下 何處 には 五場に あ 歌を交ふる主人のはないます。 代だで を渡れ をないる主人の選いない。 のはまままのない。 はもいままでしまってしま 御二年である 香湯 た。 H 後の発信は主人 た記憶 組 L 它でで 4. 々く 否是 物為 沙山 頭 龍 彼うやか 音ど 中意 人の 150 から 挺力 カン 夜心 た 0 4. 6 出分 粮儿 學家 胜 便し 4 轉為 [11] # 所以 者 ナニ d, 社会に きれ 1115 から なさ استنجال 0) 123 から る 鶴屋喜右 前人風 乘 ñ 庭 物為 籍: 知"共产 なべれ 山野 被方 乗の 斯教 何言 0 yes

許らに 程 6 を る 丁度其の刻限、 を発える。店をとをのすの三流のない。 0 82 噶雪 居る」 が 24 ill! 二輪で 階は田奈 に関す居る に対かた な 種にいたが、 題の海岸の内引廻り から E 種質 がなく 々は気 F, 0) () は 柳? 15 女が 検でで 気を行かり 時はい日本 11 草 何德 下办 あ 110 用品 る。 紙 OO 小 種は野 騷 を 風流 類況 火影 妙等 午等原 張 法にな 思なりに出たり 力。 120 文治 新吉原 げ かのい 度 に明まる 灯 7 を行か Ł かい 此 笑りなった 窓を 1) 0 頃 " Ho える か 馴なは \* 則事 染な露の を漏り筆言 をない 11 な 2 info. 11 知し

11:

法

カン

0

00

頃湯

ととる

0

たとて、

單院

な

わ

上、別が

2

たまな

0

あ

:わ 6.

> け 0

6

は

な 調

45

間影る

唯たが

2

顷

0

までわたし

は数

华人

0

3

7

は

心

K

手

オレ

を

ŋ

Ind s

を切

7

から

な

た す

が 2

3

11

なこ

カッ.

0

枕に

風な

事場である

-

人系

妲ク

上之

T

虾

を

カン

ば

残さる

関値な

肌塞さに、 雨変な 6 が 0 15 ~ ば カン 0 10 年亡 事記 に。年の記述の 聞言 何梦 摩えか 0 は わ から で、か 鶏頭い きつ は 0 12 憶で日号 流至み ば る \$ つてとて 百 深かはう 百世 十章 15 H があ 立たにかっるたら 0 力> 石 厄でかた た ŋ を 弘 カン 7 る線は 倒な \$ す ろ 秋臺 -かっ H 日为 共产 な ŋ L け E る 0 6 0 0 浴がなななな しく夜 俄ない 開答 0 7= ~ は 7 申奉 0 0 然ん 7 尼 斑污 顷法 0 4. K カン 10 誰かけ 彼がたれ 福祥を 7 變性 0 \$ 15 な H 涼さ .其. 見る 校記 風な は K B ح 0 力。 f 公治 移籍 夜よ 亦等 6 ٤ 0 11 4. 0 な 82 世はく ぞ覧 發言 重 た 0 そ 月宝 ま を は 0 初北 焦ぎ 思 阿克 0 降小 た。 夜 12 25 客上 スプ \$ もり である とはなる 日本 なる 日本 なる 日本 なる 日本 なる 日本 なる 日本 なる つきな から 出社 た 主 6 カン え る をき引きみ ら時 わ なく す たと れ 夕かかべ 列さん た 0 82

く 思いかが 代信 富さ 窓差 を ま 自うが の 狂 は は ん に 持いで お 清ま 発症 變欲 だ は し も の 慕くの \$ れ が 8 7 6 日でな 1 は十事じ 煖売 あ 割と 力。 れ Es ららら 安然 年势 は小戸線先に 7 4. らり 0 0 85 行っく の姿を 代盘先達 如是 つ 性常 前党 E 主 カン 経ら き すん 事是 ず 13 る處わ 新公 活を 3 6 ٤ ŋ わ 成态 10 C は まやら 4. 东 た は如かにはかか i) を繰返す 5 は思の 5. IJ L L W りと曇って風 が持た な de た きの 煎汽车 0 時 妙かわ 身に 至片 5 わ L ではなる。 愈 ŋ 事 を たし な事を て悲な 炒力 はは 0 を であ のは、神戸田で 新 L で學んで は 2.v き 本 事是 75 11 0) L つて 動に 家畜を此る 來言 05 ٤ 餉 B 350 生はっ 事をも さし 河道 な は なく 5 郊 自かか 5 特点 なぞ 末で 起物 12 0 た な 飼か ら落落 朝煙草 衣が 家品 0 7 0 B 雨点 起む 事是 孤ら る間に なく感じ 0 2 あり L 0 先等 る 而智 あ 心に変とす の葉を 程度 見也 た装 庭证 B b 选 白岩 女宝 に装飾り 0 不是 盆儿 行 よ には なら 40 40 境堂 き 簡とない ٥ 0 ま ح 如是 灰きで を 裵 秋季 ٤ あ 4.

法 七年党 時 花法 此三 涯が なく 家に から のれて 内で だまだ共行 想たのか 火ひの 経気が 雨量根な一は何なわれる。十つ何なた 湿っ 75 0 < 直だっち 如是 る。 き 力。 れ と書谷と  $\Pi_{\mathfrak{P}}$ 上之 松品 打 の内: 0 < 3 腸気 車 一登内際は わ 社 手 0 82 13-L た。 薬飲 カン T 1.t 女儿 門落った 此公: 顷 あ 奶渍 る 城上 力。 ٤ は古言 B 生 1 時等 銀 -) 興 胃かと 秋彩 L 手 0 孤さ 15 火を點 物 部市に ちる は 烷 あり た。 湯ゆ す は 奎 は影衣 6 の如言 程立 とと を を わ を 0 泉家 暖た 3 0) 窓を を授 op わ 目系 2 原さの ば 3 思なすがする 3 U 5 を ٤ f 8 れ 3 ば K 降子 夜生瀧等 受す 忍び 1) J. な る カン 響を 和寥悲哀 付 ナ U 伽こ 時些 0 7 13 TrE 家には オン 力。 87 なぞ親と 難だ Sp. 終ま 1+ の押りに大場の火 \$ ij の政治 6. た 夜に cop ą, 信息 壁壁からい 0 [J]! の思はか 火ン 0 穏れや 5

雨"

瀟,

方た

ゎ

た

L

は

今に

7:

7

0

動為

200

(I

火な不可能を動えた

学身は

獨堂

吹きの

3

をば

は一分によ

却。

7

7

が、然か

111.4 Ð

話わ

L L

7

な大に

酮

欠服

7

す

3 6

内包

カン

九

一人りぬきはい

てを自然に返すで 付くる Ha の光白 自然を肥す

此れりよ

と心意

情づく

天地なる

步

に樂の

即づく動揺に

0

0)

の如言

気くに舞行る

ば

流系

る

7

フトン

かまた風智

に似に かなで の理察

をひろげたり

接に蒸されて

屼.,

は

燃砂

如证

脚独ざまに殺田

L

金龍山の境内を飛ぶがご 今は情氣もなく大事な秘密出版の草稿に流るいまでは、電影 は頬起りにし 0 世を そし と去ら た手拭の 7 れ 何果諸共城 とくに走り (大正元年初多稿) あ る 加田原は をさし 打窓れ

腐

肉

渡り組み

0) 0

黒えき

カン

かたま と鳴らす傷

ij 河沿出 ŋ

6 L 腹影 よ ij

膿の

如是

ける襤褸をつたひて流る

清爽

群和

夏夏

を

小・晴はわれが

し朝に見る の角空

L

砂制

0

など

かは たり

オレ

ん 涼さ

L

造 夏雪

吹ぶ鳴なる き 肥ゆる 風 cope に近 響いく 温體はふくら かと疑まる。 揺らくや

此二 和等 (7) ¥, の見て寄せては返す波にして、

市家智 0 祀祭 は かい を焼かんとす。 是是 き存品 眺まれ

形は消えし夢なれや。

たど

ŋ

筆管

人と烈は吹き 0 呼吸き き悪臭野草の上に を ¥, もよむべ

再び噛まんと待ちで、 しんか だつ眼に人をう 職まんと待構 より 3. カン

殿の彼方に恐る

7

牝の

大公

7,

U.

わが限り この E 不多 不得るの腐 わが天使、 時として君 よ、 政 わ が性は 力 4 15 ¥. 0 似 いたら  $H^{\circ}$ 熱門 0) 光

さなり形體の美よ、 の中に苦むさば、 野草の カン リナ 15 そ 君家は ď, 共产 吏 逝咖 た 此 如道 け No

君をば隣っ 分がさ れ 7 は 主 き形は しわが愛の清き本質といい。 保ちたり 接4 吻る 15 Ł

生

忘り 8 6 れ 2 L 描為繪 和く輸家の、

75 機塵落葉無妻院。 東中の建設をBetales 病骨眞成記線正方。 病骨眞成記線正方。 然が、中をといるというの窓が、中をといっていた。 0 病をあ けば ح 激量叫声 <° 0 は 年七二 資不り嫌如 應三三復 み。 怒る 0 0 U 0 何人か愁ひ 詩 0) 1) なり水聲は慟哭な水の渓谷に咽ぶもの を洗流し 人にないから 代於 百世 東京さか ま に非ず嘆くに 0) の窓を打ち軒に 響人の 思と ij 頭がま 南華語 語がなったのない 千 日か Hz. 00 わ 丁古易らず 日二晚 重整 を催さ のできる 0 れ 3. タか 酸素に K ~ 鶏け 代於 非ずず を動き き な な ば 頭 5 復 奎 どらん n 0 19 な 心をず す獨夜枕上 な 0 流系 唯語るの 降出 これ 地ち 7 金 ŋ ŋ K カュ れ 病で 15 優多る 樹 す ま を録う 雨方 正なり腹で 事気をかせ p | 摩に 郷是ないないと 世 た 0 でできる。 滴り 憶も ではない にない にない にない という いっという いっという いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっとい にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっとい にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっという にん いっとい にん いっという にん いっという にん いっという にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい にん いっとい 風聲は憤 ŋ 雨煮 累 が獨か これ 和心 2 このしゃうにわかりを 訴ふ 0 がは 薬が枯 喬木に 至岩 杜前 0 7., 高宏 残空 73 を ŋ 生多王的腸 聽會 鶴かんかん ŋ 渡る る

> 前に拾着物では 験な器 し 動を時等中等も手でよ 捨て 裂さ 雨露時等 手をつく 此 夕かながら 11 H 物質の開発 を呼ば 隙漏る風に た三いなっるのかき は又幸 11 け 煙蒜 0) ŋ がずに やら と月見草で É 程學 方は ば 0 7 経字も 線艺 10 な経 を取出 8 る Ł なけ 目め 成の不圖心付けば 7 と銀座 例的 6 た な に制統 たり る。 15 れ 0 0 れ 0 0 な 腹痛 座を気に を見み F れ ば しく机のない 花塔 す ~ 0 たく 取分け 程售 73 4 は 0 7 を ると共 のせ L る 日立 \$6 gy Gy 身为 掛か L 催さ わ ま 82 が 獨時 物障子の ば H 0) た 20 は 6 濕片 カュ 0 3 不思 散克 ぬ嬉れ 明ぁ L つて 1.5 1 れ 病骨はいたな 日が思想は 歩は は は 惠 40 わ カン L 議室 床を 露かっ は 0 ったりつ から の明後の たん 病病の 15 0 れ 0 丽惠 中夏 82 吹きも物 間書 もそ 真比 た。 6 紙當 から 0) 空言 三き 軀 に置 日七 き 11 4700 降かる 0) 被称 わ \$ 0 雨点 たる 吹き た ほ 皮がは き を

力。 は

るというたった。 代わ .Š. 酒品 の愛蒙 筆を 事是 た Ħ. を L 知 は つた 杨 そ 牛児 0 雅が 0 ٤ ない きょうぎょいん は 鳩居堂 女が か文本の ひ龜屋 7 方す手言 0 ٤ 鋪せ き から自る常 K 7 る 2

萄漬用ない

秋季

E D

は

菜

九

早期

4.

家記

門智

居育

候 物的

次第

座さ

0

日ひ

を送

行的

抱か明あ

もら 0

灯がつ

いてね る

> 0 ٠,

た 0

は 3 知节

L

0 0)

と煙を 小き罪ると記さ御き能 戾 耽させ 吹き掛か 促断り ŋ なが これで 新造 し 性が 人無意義 より 候。 草も 5 何にも書 候念 ŋ は たが ¥. はず 竣施的 居候も 書け 近短 机で は やらも無之儘 文章も今以 切 は一部の大の不養理重後は御無音に打過ぎ申 譯も 諸處方々無沙 まず 南だら 書かか のな が特の なら 致方も 常と ŋ 間影 祝宴 7 7円占 質らは は 年を ば からから 腰絶 0) 82 ま 5 B 何答 のと質は 御 も無御座候。 覺か 7 坂上 御二 小生去冬風勢に問 寛か 悟さ 仰厚意無に を なく 筆を 見が時代 け 折御話有之 候 蘭八節 1) 7 容ら 形だった。 Ť 遊ぶ 萬光 讀物 一當分は は額に 7 りて 事も有之候へ は少々老先心細 字じ つのま 唯折節治 程幾五 を わ 上高 直は 癇温 本党屋 致候 7 き 養痾 圓急 82 れば 重 邹 ま 虚さ の学よ 3 ょ つくる 本業の 大龍 不才 去年彩 of. ŋ もなけれない。 なり 3 起。無過 de la な きく そ 有引流之 催さ <

間章 人とに 檀た 7 考 3 K あ 7 親上 0 本党额 書架 K 承認 る ろ る 0 腰を \$ 聯九 げ あ ま 紫儿 を \$ れ 0 九 書旨 座 鑑を 待 れた詩 頼た なつ おろ 7 7= de 敷に 當時 0 五. うに思 たちがく 慰が 0 L 7 カコ きだ 燭を 詩儿 來 40 あ る B 0 権腦 は言 た難はれ る上 を な ま 知し 水品から 雨等 朓 力》 11 カン 1) れ 7 ださし 4 0 8 礼 だ 0 片方の た。 た は 0 た。 tz れ 目的 文旗青 艦甲 室ら 一門 7 わ わ 0 0 一は父 [H] わ た 7 植纺 L 方は 夢を立た た る カン む 眼鏡 る。 L から 杉など は 0 如ぼ 心怠慢を 語 生前詩書 は最後 壁かは 溢点 き 花瓶黒 斑竹 が 机で を 白は 開步 上作 掛か 7 上流 は き (t) 20

\$ たに 明的 碧梅 te 過す け は 園は 今獨記 3 今即 如二煙樹一 如」煙覆二時波 が共に 獨記 な V. 憶ぎ 心を去ら わ ま 3 た 頃 L # は 80 清かい 鴻がん 6 書出 V 幅の 獨是 2 不少來 Ð 力 默为 燭 中夏 想等 8 0 (1) 0 首はあると 重素 快力 3 を記 風言の 夢公 雨

正月二日 た 年 思月皎々た 使記 墓間 は 3 前艺 5 直 に捧ぐ は れ 父与 3 老き事を 深たを 0 忌忌 造 蠟梅の 筆を 0 庭に K 0 す 校を 質 立た 3.0 気力 5 或客 DE~ 伐 牙魚か が 3 あ そ 5 0 除夜 州世 0 F た 時多 わ 2 型は た 8

> 権なてなられたしは をたくはか時にはな たが葡萄では ば豊寒 でをほ た程を TA 軒! 見ぶ 起すと 稱家 えて る 使心 近克 0 TI 家 な生活 デは 厅京 處上 カン カン 酒品 折台 3 3> で質道 曾て愛 感冒 共言 3 は 程は 歸於 大抵精養野 0 7 松をも 12 夜上 買力 た。 手 妙妓懐中 取り暖水 妓\* な程公人が op 2 る B 底でなる and a 奶 た 催か F を た 本 わた カン 胸部 抜っく 題えず 撫 0 れ 4 L 工会に 抱か パ ば 步 詩し た春濤詩鈔中 ざる 数者が は銀座 す > 妲し 立等 興 が見付るかっ 笑 戀 3 を 0 切当 を漏り 暖め 与ゆ J. 0 脇き 座 15 V 預かく 往外 パ た 0 な 1) め 专 7 近淡ま 訓門 カン ンを B ٤ 下是 よ 1 時まは オレ 41 から から カン 77 を 一六扇紅窓 以小 た 抱於 は れ ŋ 0 虚え ٤ 絶当の 白じ 郭定 6 沸わ 外管: げ 手 夜 7 雄語類 5 140 U 炊ま 0 7 何を L \$ で カン to 出かて言 先輩ま 歩 精瓷 6 あ オレ 0 似に 8 情報 主 わ 10

あるを 堅志 ない 単名 かきら らず 詩し おりますます 志士節。 女というという 間の 興 思なひ 貧苦 へ湧き起 んで 11 得ばな 古病息 B 0 病 。 然化不し乗り 應注 れ 又聊か慰め ば も例を 5 1) 孤二 神是 獨 人はんのけやう 0 0 不多 でも 質が ば 生活 ulp, ٤ カン 思 7: 0 說 7 \$ 5 鄭穹 處が 更言 0 V 白居 子儿 のに復 i. 阮炭 から まり 0 \$L ららら。 易 招訪 如言 から 家り ば から きなななり 孤亡 2 4. 獨さ

> あ 雨

IJ

荷德

北

ま

ŋ 水をの な 75 味は け 初じめ 8 わ る ZX 礼 V. ば 誇る 慘产 徒に き ま 處 女-め 03 極に Z カュ 酒和 よ 0.) 到兴 3 來意 る 思想 がない i L -Ci 82 想多 2 時愛 15 る。 管さ 何か ŋ 傷 113 物は気 則意 0) 八元 情 of the 0) 平素 115 教な 興 獨是

を催す事 を思むひ 事をも 為ため 蟲む 秧さ 茅部 さて りて は いない 亦 心摩 3 わ あ を 排はは 花装を Ha で あ 3 3 唯窓 返か あ 主 t た。 3 返ら る。 植 Ŋ わ V オレ っに忍びなっ が然日 街を歩 ゑる 8 あ 0 っ 能を推 るるだま 際の 曾か 0 82 Z. 数が をそむ た。 7 は 2 紀代人物 腹は 家 L は 也 立意 1/13 或常 かくて を 身引 力》 わ カン かんとする の角に 思ない つたか 吳 15 た 红 れ 収つて 物学菜 Ho 服力 L 8 屋中 1 用汽 K 知し 0 扩左 窓の 日5 風智 を -}-0 豆麦 店發落 望る時等む火 t 步 耐意 0 た ŋ 图7 障な 事是 ほ 車を から < 變力 子意 Ł 4 風空 如是 欲 月星 を 待つ 庭品 樂等 たより 遊 15 L 0 友質 輕る 時を下 80 沙によ F# 为言 た 8 み 0

7

L 3. 風智 人

き寝ね

屋や

0

٠٤٠

わ ウ

8 あ 7

問為

\$ は

ŋ

趣品

味み

3

金持で

る

かい

成念で

は

な

時々異

2

雅."

號言 味为

> カン は は

7

见为

0 1) ウ

處へ

越 た

紙が

12 12

そのに

用きん

次しる

第

-(11 0)

> わ 格な

す

3

3

0)

趣。

1 かい

學影識

の博

4. なり

事 3

が から

※東京等に対する。いかまれを見かれる。いかまれを見からる。いかまれを見かられる。いかまれを見かられる。

0

事是

た

かい

あ

時等

3

が天明時代

の江ネ

月芒 事是

は

返允

事

00 候的 そ得ば 番に 話わ 幸越々々 \$ 也人 1 明を 北海 K 由乍御面倒貴答に のaktus persentes たまり 日中には通ずべき Microson 日にちょう 彩 機だ 堂を 当

答特

芝北

金克 阜ぶ 先常 生だ 硬だ

0 0 匠物

思想

付書

九申候依

家を彩機

付に見え申

ども

より

り文藻に乏し

出

輝常 日 8

何色

かがが

# 龙色

御室座

圧候は

をおする

11

萬烷

馬々面彼を

し申 候

文設反古張い

に致候處姿宅には

察外

より

賣り

付けら

れ

候

次 文化時

カュ

0)

六型土底の

き

まし

先发年光

時代吉原語を変えた。

主站

人と 桃 兵

はない。 というないのでは、 これのでは、 ないのでは、 ないのでは、 ないのでは、 ないのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 現まれ の 程を上 る みと 執55 夜かけ が は 0 0 胜药 か胸中を披 ははない 心はかっ 振舞 夜中 程原 致 候 但當月中 下分 迷 つる \$ 気がも 節き 早時 側に 11 何色 かに の段が ぬ事包 の段御容赦彼下度(候人生なたく)無理に御引留致しさだ ريبي 寺 L カン なく 0 源な 間ま 至に御座 引到付 場は 近点 る比較しまし 材料 所と御が (2) 17 身み 7 L も他になる を おからな には は中午ら \$ カン だら には是非年齢原の 以為 掛合 なる け のま 日湯が 7 +}-がなった 一娘同様 B は谷に L な 修行無人 7 河南 沙 1) 唨 樂5 御 たら 0) :/i. 力。

と又藝者小 用汽 南东 5 東き 衛と 0 江等 自じ 動物 あ 别言 る 車字 號言 0) 0 た から 來食気 衝突し 事を は 郭亮 प्र क 话 か あ カ・ 八景を った。 た時見 7 b は 思な 0 舞ぶひ 稽古 7 ねる 15 0 返書に富品 L 銀る から T す 戲 る 2 高門軍 た為た 手飞 7 れ 紙祭 あ -寒きあ

拍き熱な たい 八節はちぶし 思な録を記るない。 連続気 に絶劣する など 待合生 生児 ら 3 かい なくそん して 极 たり を あり 3 から 笑! 思なれた 語かる 0 3 確定 4. 聞き o ま, L 頃方 興意 HIE 既に二 ま 輪光 気き 愚な 12 カン た 執と を残さ 向も 主 3 3 つて を 以為 ば くさ 7 る 二三年 Hi 聞生 4. 事 不多 她炎 失 112 4t 每日 7 郭廷 湧かく を 時"樂? へせな き 2/50 から 15 70 & V٦ 何先 知心 れ 研究 6. 音い 1 t 頻した。 を 招待き の一心言 0) 0) る 畑, x. 2 た かつ C. 彼沙 通信 te た 4. 前ま とし 0 17 ts オレ i. な 老号四 丘にこ 會也 5 は A. た證據 カュ MIL B 20次系 70 た 4 4. た話から 來: 十 3 -0 E 到治 匠やう あり 火う 0 前法 ts 上节 0 あ 同祭 ふだと 今はの 47-0) 嘆完 8 11 古調 オレ U な 解言 ま を を は奇  $\exists$ Mil カン 人前 藝問者 周章 あ 50 に を Ų, だ 75 易 ウ 一夜或人の 夕刻木扱町ウさんに動 掛 舊なら を味ひ る。 0 0) 通常 課けで 色気は 4. 私なに 學句 妙等 17 を つって 有の三味線 七木挽町 ~ と手 遊室び 恥は気が 設も あ 出いま of the が 學家 ∄ が高 據 3

企艺 日本 先共 生芸

生装

兵~

御香

は橋古

Ho

缺

四十

時

平安

頃湯

奎

(419)

菌素

ウ

南

た ŋ

は無論芝居 愕でのから んと顔出し 被下度 日覧の事 出で 候處實は 答だん ずにならなる機 しっかはし ŋ K 彩き 事を 1I あ 遇 7 不多 わ 77 牋 そ 際聞き 課合が 機會 照し け 申素 作 候 Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary Signary 堂等 杉茂堂よ 合にや 沙艺 鑑さ だ 7 ٤ L 雅が 今夕個 汰た 次にない れ き B なく L 致治 が 契は 0 近之人 た 雨雪 そ 8 御招 さ 金意氣な場所 有祭を 御福 運はの 下京 B ŋ 此。 が L ば \$ 向からが 御节 んたがっ 能設 参覧 然銀 事是 後 ŋ 3 よ とよ 0 暇に 李 は \$6 7 京 3 0) は 事を お葬申上候も 座 點之 意い 小艺 園八郎 7 世 IJ 0 事 神外に 貴兄い 說 から 折背 金 な 通道 2 8. 機嫌何上度 中 散 なる 遺る 家加 行的 IJ 10 節言 諸は處と 先 力 柄 世はなけないのき り候由承 推察さ 0 再與 に目鳥屋 3 繁け 7 憾 B とて 辦公 近级 き 沙 御= 付き 居 人比 の御事 御能に 唯成三 表通 近況は 1 华樣 も鬼と 邦は 2 红 餘変如い ع

堂主人 來記出たを 書記し 搔 になる ŋ 0 火の取む わ 5 0 とい 0 る の大きな 彩き 棲 搔かた 封言 ٤ 中菜 た 片な た 力。 0 き立た やら 人怎 3 て L 3 から 6 0 殿堂主人 切信 物学が うな番 郵便が 何某君 ば ば れ L 4 け は諸ない 味み 書かん 物的 な気が を 7 霧 切き 7 5 た の薄寒さ 級於 藏書 在あ初は から を 0 秧车 手工 7 0 0 L 中 君の戲號で かがき 點流でき を、 着北 出作 B を 事? 濕し 20 を do 7 から。 を 書物 耳門 擇言 5 15 で H を L カン 張は がするはは み 柳かか 行が は妓ぎ なりない。 頃 知 3, ま をつ る 15 7 0 た。 は 0 焚き 事人様 却でっ 香む 佛思 合意 わ す 0 0 らく 3 雨点 は雨万 過じ 五( 然が 居る た 輩 な何度 る 李を 红 人だ あ 音をが 書間 るる。 押でいる -た。 門 聞き t 0 ٤ ナニ 食品 そ 見た。 日言 某 1) 取 あ 0 雨意 を 時等 ٤ え 林 外景に 鳴な 82 物意 H 點に 月と 閉し 事它 折着 本经验 0 カュ る 7 は 北 0 3 を が ŋ を 好 7 ま 滴き ま 8 其かなか 桐的 さる 秋季 足を 提響 會打 刑当 雨瓷 23 あ た た 7 0 J. 0 4 年程前 女中 煙族 音を ゥ は 0 0 0 き け 駄 L 凌し 4 た L が上よ 長箱を 草盆 夜さ 夜 25 から る を 当 0 3 な か X. る 7 반 取 友人の 友したっとん 語と 戯し 人皇 常 易中 W H 3 6 0 47 は 4 -25 が 統 降出 米心 糖熟ぬ 膳瓷 15 11 ウ 7 ひ 0) とて V JE S か 取肯火ひ 雨多雨多摩夏共 燈が HE 役为 を 红 3 カン ٤ 7 あ 國元

記はなる 3 知し 0) 恐さら なく 知し ゥ 3 今で 0 3 オレ  $\exists$ 私 居っの ゥ 25 彩機堂 さ る 仇员 た。 の外景 に違款 號 は を 10 再系 なる 2 V は S. C な 数 誰ない その ば 扩育 そ X. 0 々し 彩流 名本 家 知 名は 方でも 8 B 彻 し彩隆 用智 化志 た を 4. H: HI 44 0 由的 3 -知し 1 來的折貨 易 なる 3 0 る人は必然 はななく 住す 6 -6 若的

書とな

0

ま

0

た

0

6

る

0

自

**验** 

明的

4

オレ

あ

故雲 智い

線艺

切

8

れ 6

る 心气

終い 地

掛 致险

梅 3

が

面や

三点は

味》辛言

成な

82

れ

候然

0

仙花 都 候が 惑い 小二狐二臘宮几きに 事を嘆た る ŋ 類別 0 华法 洞し以いの 感覚 を 0) L 6 倉皇の 學家 呼先 2 御 新少 來記 る 橋 種々御 神候 境性 を 新 オレ i 0) (本) とうだかい (本) とうだかい (本) とうだかい (本) とうだかい (本) とうだかい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうだい (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) とうには (本) と 今是 を引き 草庵 候言さ 禁じ 作出 御二 0) 涯美望 座 際貨 連な 次 得ず 口多 意心 cop 候 中等 勤言 招替 第二 匠ち 其を ば 7 象化中却 K r 身马 共第 とか 飲 712 前先が 候常 を 途次 至加 新統 致持 展社 御品 致 IJ 煩った K 々自 はを得る たて 0) 続ら 度大 僴 晚步 有之候。 重品 上海 -60 は 然の 日動車の客を 1-10 よく詩文の 明智 存 聊かい L 間蒙 た にて し候赤物はかほう 後 \$ 候明窓海 候 を を日夕景 76 事字治紫 新屋落成 に 間 年代 親かが 和問 客にあ 李 所に 73 致 徳さ

03

76

0

法

あ

71

0)

らべ

萬意

を

擦

0)

藝げ

者に

感

を

仕し

去まれ

8

結

わ

た

基だだ

氣意

6 な

TI

6 ま

來〈

盛

演员

を

廻音

7 た

2

稱

米以

位於

年党

0)

90

pg L

+ 0)

75

0

カン 入い

ず

建产年农

自じつ

分常

其言

地ち 7= 15 7

方は

公園

-C:

ŋ 事是 構き

な

れ

功言

を

5 金川さ

事员

0

0

天元

込こや

b

た

は

れ

玄 カ2

-は つう

隨意

分でで

を批

話わ

ま

ŋ

あ 道等

ŋ

ま

す

ま

早晚斷波 たし 0 次し 述の 0 には 7 第だ 年势 弘 小す 齢に しいち を 3 型い ウ 為左 3 7 L L 3 15 似に 11 8 ずず ウ 認を あ 江えが 今は 步 らら 戶色 3 めて 82 0) N 0 中草 0 カン を 古曲を 答 25 彼 趣はと 帰しよく 徐易 たの から 味み 5 す な ٤ 15 で、 保暖 v 其を る 吏 7/2 渡ご 0 K 其の通 0) れ 濫をか 足た又表 L 7 ょ 置ね ٤ 他かけ る カン ŋ 3 0) ٤ ょ けつゝ事をあまれわ 75 腕さい 0 H 0 ふで表 前是 Ci れ b 衰る ば

真ま富かり do が 主 面 家も 色を思想 ·C. 僕 あ 中 何多 目的 7 15 ŋ す。 は ぼ 藝げ 付? 毎ま な 主 な事を 嫌言 0 何 カン 75 対に 事を 全垒 5 藝術 V 世 75 た 0 仕込 た 見み は カン を な 0 0 B 世よ 0 5 言い え カン 6 前き ۲ た つ は 社が合い 0 だ 0 化 年に でで た 中东 20 遊れん 0 此元 主心 0) た 7. 紳士 でな 遠慮 よ な 5 用智 義 6 L つ 課料 おら 者品 や富家 なく 75 11 寧る 3 \$ L L 色気の が あ ₹ · · · る そ 柄ぎ 道徳家 ŋ 0 は 0 大焼で ŋ 法 す き 趣 れ L を が 世よ DE12 仕し 弘 わ を ま 者 0 な 様き た 4 0) 4 0) 3 は ん。 茶さい 中な L 7 す 0 ま 15 買か 事をが 事品 碗欠 ま ち B -} な

た。 そん 起榜 まで 劣き 6 學がに る L 多 とて 山 ts 15 15 考かんが 6 書は時じ生き勢き \$ 道: 75 も心持よくは 其人と 77 事品 面也 た人い た は は る から 目め 0 から、管理 V わ 微引 非ひ 塵を 人にある 北市 んの な \$ 然か わ L 禮がす 話わ 話性 L た の持ち 0 を ま な を -の出 深刻 わ L つて 言い わ 悟意 た 0) たし 0 は ま る 來き L 批世 問と 11 惣領 れ 15 15 話わ 3 過す 居る た は た 處さる 人是 は P ま を 5 が き 其そ 5 L なぞ せ 0 そ 体於 な人物が 0) た 計世 世 0 成 B 話わ 7 y, 結ば 成ら 失敗成功。 0 0) を 果台 唯於 は 1= 振 L 年受 皆成 ŋ 75 に家る 41 た は 要多 から 大艺 0 0 カン

功言

7

て或青年 人から L L 名な 前ま 5 た。 ととも 家か ٤ 賴紡 人成は 張が書 6 は 二度と ま 言い 3. + 0 書 7 年を教育な 褒きら 功言 又表 F 古の 牧美を貰い 管 7 力》 4 No. わ 思想 華流 をの 糸型け 0 2 家記 が言 主品 結算び 大なが \$6 っ が 人に カコ ひかさ そろ 自じも E 的主 書は 新少 7 力> 接近 う 開発 13 L なり 大震 6 -[-名なち 6 Đ 女 j. を 八 を與意本に 前き わ る ま of the やら が 年祭 7 を 一方が が が 75 寫記 政告 な清廉 -6 利り 賣う 有智 6 0 望っぱっ た気き 治 九 事是 事 阴。 根なる。 出产 た。 から ٤ 0 でなない 動 日言 L 成えま 思意 あ -}-盛が ょ ŋ 0 ていのはそ るで、商店 毎年東京 高には視察

カン

會社

の語

暦と

と心得

L

朝や

0

不國へ出掛け半年での有力者を訪問す

感なの活 どう な 學が 7 話な 素料 方は ٤ 9 3. 3 た 礼 10 60 る 小學校 L の抜替 7 わ 其を事を だ 0) کے 通常 女學 る 彩か な 日め そ た 句く 0 6 6 V 0 \$ N H 0 L 藏さふ 男をと あ 1 7 0 20 婚養子 れば を 校的 な な から ŋ ま 書上 が 男を は 時等 V 事是 ま だ To you る あ な 男を 出で 別る を 時也 マ L 貸かわ ŋ B になっ op rini L 3 來言 句 L 分党 た ま K 1) 事是 が付いて を 4 な 7 L 方常で 0) 處 t. -よ た 然か 6 Sp d. E 分評さ 0 はる いいい 7 0 む が L カン わ 8 7 15 6 女子す 力》 後草 1 Ł た れ 0 6 判划 HE 間まら 文時に きと 催促 관 11 500 どら 學だ が 0 B 御节 致以 育 よ 気に わ なく 嫌言 俳はく y 私。上 0) 15 兎と 7 11 彩加 事じ気き業法に U. 北方 其る 入らら 此方か 72 考かかか 0 直往 を 15 -(01 業 \$ それ 0 0 角な -道さ 教色 を 幼さ ナきて 3 7 0 地步 ま 椎 或書

る

園をの

地さい

頃 ウ 10 な は 晚芸 0 は 3 初度 師し 7 組ま 3 以い 郭经 會包 萬法 匠と 5 前党 N 8 B 0) 社 7 0) 5 る \$ -0 0 ij 御岩 毒だ 談さ 長額 カン 支じ 家包 + 0 あ 走 中等 111-12 明清元 度な 九 Ŧi. ば 3 た。 0 1 わ 見み 40 話わ 0 門多 K 六 8 カン が を た 抱いた 見る紅き 前だ な 元 ょ ŋ そ 3 す な えま 0 る ŋ K 0 な ウ そ ま 0 點泛 老 引擎 自じ 9 たと 下是限警 顷 3 0 0 L あ 7 た 妓 は 3 11 0 N 自じ雨秀 7 昭 動き ま 然差取号座さ 河が油れた 自し名なの 動等 問と 40 \$ 15 れ Ð 5 7 降小 時也 あ 車よ 引きいふ 晶 6 ず 0 0 る 手块 馬上か 8 6 る L 既をた 東き 晚完 0 & ち 小二 表げ、 2 IC 交 呼よ 7 な 4. 0 0 0 中蘭 推動 쇞 動けで 3 ば 者是 け 3. き b 來書 者や若な 稽古 n れ わ 7 を 女がなが T 姿はた 規を呼ぶ 3 ٤ れ る 4 ざく 製造くれ 処則正な 何先 ょ ٤ Ł れ を 正書の 크 ŋ る で る 3 V V す

代ない そ た 0 小こで 2 0 型於 华法 0 \$ 口名 0 あ 時也 資産 立等 0 ま 0 は 0 代だ 中祭 .6. しく 大震 10 it カン はば 入い きく 浮 K 日のに 當ち れ 82 彫 B 世 旗等 立等 下是 L 0 血質 風言 色 ٤ 0 0 \$ ŋ 少さ 5 す あ ょ 0) 愛嬌 し張けた 0 0 K 7 る 4 大 な は 眉語 あ · Cor 10 柄 野鳴ん II ば 寺 ts 當等世間 小三 至岩 n が 牛坑 生は L 0 女をかな 風言 る 7 際背 of 勿きば 缺點 20 ŋ 0 专 る ょ L

> 批問 は 半法 た 20 風ぎかにつ が わ た 7 似に た。 事是 ウ ず を は 知し商言然は N 質ら 0 を 10 0) そ 持乳 4. 及を三はのん 心持は 物势 0 ば 線 -0: あ 意心 直等も 大ながか ち 事 な気き 15 半光が を 取する 知し 消けの が 流り年も 3 L た 儀 れ な 似に 陽市 7 V す L 73 0 ま 0 4,

ts

繪為線艺代表 藝術で 歌か小され 親なかん 來! の 匠\*5 九 賣色 歌かも 時心 舞"牛坑 遠急 或意 價 んと (2) ٤ る と直接で を 歌舞伎 関係を 水橋 盛艺 值 近京伎きを 儘き 晚光 0 慮よ 發き 以る 座さ初は座さ < 联动 及 役はは 0 わ 樣語 UN から (2) 内内はなら 線 523 U 重 ま 15 0 6 ds 贩 潰る L 少さ まとい 就 6 12 7 6 L を \$ す 現な既ま代に 風雪 を 3 地方 言い 7 0) 82 11 0 カン 0) 五項載 が 現代 風か 女はない 同窓 人も & d 如是 京 0) ~ 3 共言 完成 き 邪の 藝! 來《 0 を < 力意 0) 趣竹 李 ずいいいで 3 社會に 稽古 社や 者やる 3 L の気き姿だ J. が 術品 現場代 五意 酌品 ウ 會學 0 存然 L 13 味 を あ 歸か 0 を 3 书 を < 15 見み 對為 月と だ 答 3 6 4 花柳 は L 思想 カン 4 俗意 般學 す ま な 世書ふ 也 CA 0) 7 B 藝者 曲 から 75 4 界か 繼光紀章 處ところ 恋 70 'n 3 社岩 から 闘か 0 ま るり 7 以い 3 眼湖 7 弱や を論え 音樂が 稿は 其る 0 3 11 を 力2 悲い前海 称 係 間紫 線 B 晚光 交な 却完 た ٤ 寺 45 カン がない は又師 た 觀りは ٤ を p づ L 勸さ した。 色 3 道言学和 合あ 現然 三よる な L  $\exists$ 7 6 れ do 話答 粉 味的影 0 7 ウ ま 0 る

催ませま 持ち於お論えけ 後庭北の 學系 北江 事をの 此流 越越 値 商品間き 4. が あ け 女を 不はばか あり 却から 0 0 知志 0 --亡國 是記言に 無む眩恋 れ -恨さ 7L2 Cio 職上以 前 あり TIE 前先 隔からを 趣品 カン から 曲章 江獨唱唱 3 故望 感慨が 03 现代 た 愁 Ł L あ

曲を骨造い 述べた世 流り立た耳がめてにる 0 4; た。 娱三 菌を中る 問書 ~ 給多 が 樂? 八岩 -6 あ 二点 最多 茶 美び 節管 る。 女员 0) 刘 愛信 渡さ 0) から 0) ŋ 私語語 L 造が 玩意 艶え t は ウ B 游 يد 15 眼め す 虚と 聞き 簡於 gen L 理為 易 3 カン 7 红 看》 古っな 璃切 7 110 何らく で 3 園るが 4. 雅が 大 あり ap オレ 5 八生 15 な 專 記わ 曲章 L 75 10 務心 0 問題ない 調是越 浮るる 趣 鑑力 站 0 de de -}-将 3152 問念 が Z. Fiz 夢らの 期りは す あ を 松地 IJ 11 も 慰 座\* 川原な を &

家に 小こら 替か る < 学艺 女である 聞きす 0 わ \$6 が 八岩 0) 世 0) It た 節 名な 5 から ٤ 前走 欠件の 座さ カン 0 名な 他生 -Ĺ を 派法 立た 13 3 \* を 弘 織っつ 0 呼よ かなるで 1 4 小さと た 0 华 思想 だ。 時意 ٤ 1) 感か 7 1310 功力 0  $\exists$ it ウ どう 7 22 を 3 72 11 稿 -( た 1 8 異な 3 13 2) VI ŋ 思朝 0 TE が 3 何詹 稿古 0 45 + カン 11 7 仔L 跳る 細点 1 11" 主 あ -fal 20 0) 間点かん is \* 1: ( 成本 取肯 11

排さし

思をて

0

から

E

5

カン

野型

推5.

雜言 する

な

n 7

など

V

7

わ カン

L -

0)

文だ

讀ない

を

み

L

た 15

後

殊には

のいは

不5

感を 今日獨古人

得和

デ

n

思想

た

B

0)

60

あ。

30

文意 返か

Ł

K

よし

な

空祭

紅云 75 0

如是

当

文文 門上 ア

才に

な

3

を

存だぜ 匠被下 南八一中 にすっ 分范 は磁石で 冬なの 市まの 間整 る カン K 大なな 0 繪るも 0 古家建 時に 西門 TS カン 感力 四にかせ رهاد 失念の為 が 氣意 宇 事是政治 ば げ 木の ま 存えれた。行は、 女中年に (於之 さへ 3 節で Fo 御ごり 風か あ n 直能 候意 郷定が 秋季 小芸 何答 迎 入い 11 楽も 下~ 生道樂 やう 愼 B 0 0 る 1) ŋ. は 手た 02 西日禁 如是 戸と めば やる 中家 少さ き 0) 希言 L B ま 落をす 同な 下加 趣品 < 0 望ば 11:2 \$ 仕し < 75 力》 なかがなかれま 都なとので存む 金数 当中老 西记 古 御二 たて 納き L 西热 0) 0) 0 9筒七蔵」 カン それから 江龙 何卒御 笑き止 階程は 風き 11 至らたり 物に有之候方角 は H 南向向 8 から 力 る 梅暦の FiE 田で 中夏に たる しむかし じ候鬼にな 3 10 V 來る 風雪 勢 3 古古 御二 は K 7 待幸 御で座ぎ 座さ 暑され 暇な よけ 東京 は 思想 は の明振 人に 插門中墨 普清庭 ふなさま L ŋ b 座がなると カン 道樂は 節等御 のなり中ら中 御二 桃なりん 3 初く L る え な きとん 春信の 散え 角がなりの 田福で あ 7 神社 40 あ 凝 中意 1) が

0

頃まれ

0

1112

は

歌き

洲戦争

2

30

げ

7

素す

破世

會な

社よ

から

E a カン

15

"

\$

"

四ちら

御二 が 御二 粉製 た + 1455 L 阜ぶ 候於 あ 月 全なか 1) が 癒の程を気盤頭 目 た 巾羹 \$ 際に あ 半號 る 日星 兵~ 111-2 -F-な 秋 衞 0) 6 思想以

金克

先

生芯

價を片を膳ぎ風が掛か 賣るである。 行ったな 能よで あ 20 もで景なその なギ く賣う 0 あ る 小景気。 承た た。 0 た 0 3 火郁等 はず 凡表 た。 たに あ 0 ゥ れ 位はあっ る そ 3 \$ る 論が味い 寒 它 0 每是 0 相等 N  $\exists$ 具 手洗鉢、 頃舊華族が 進る には札を入い ウ ウ 0 0) きん のが高い 会に t な 0 新築に 以前だれないま を た N 6 社なぞは 引起 L は 0) 5 安京 養澤記 地步 装き を 0 カン 類に 飾よ 形寫 は 6 6 れ た。 は利なる B 新 最もっと 百 更紗 か 3 って入れ 15 處か 家か 吏 築 B 姓をは カン 益季 適多 do 1) だには だ 什点 高が 8 0 to が 相等場場 0) け たが 入れ賣立 7 來き の下に 定差 東 大篙 法社会 82 を ば 金龙 do 力》 好智 時也 請ん 稿は しやる IJ L 勢は から 英學 籠っ 40 田。 合然 大北 を ٤ 程货

曲まる 遠になき る 上惠 池書 y. る 3 0) を 記録 を 起き も動きの空 8 依い草等 8 席等 Z. 0 れ 0 れ わ 解也 3 た 事品 礼 退た L 0 L は 主场 な 2 力 な ね 人是 を 彩に対め招き 7 

長篇小説の 説が見當つ 返かし 竹扇曲 形は ある TS 75 やら 筆って L た。 斯か をあ 李 國法 如是 た江北 事 10 事じ 0 二葉亭 < 每点 3 時き 刊行合 想力 集 母夜枕許に 戸と 思想は なっ た そ 前 1) を 都初 稿言 風き 事是 0 た 始世 水 カン た言文 たなら 副前 四 しを から 顷法 れ 8 85 E 自翻刻本 曲 迷れも ~興味 -た。 わ た わ 惜色 重十十 燈られ る た す た まず 火をに そし でて た あ L 逃り ٤ 寸寸 致も 0 る 15 例ない 作に 見ず引き 體 以"中等 -中夏 早速新 は 0 B YIZ 筆を執 來? 途上 郎志 要多 0 3 寄 蒐集 は 修ら 殆どん 戸と な れ 害ぎを 節だ 書か 3 松等 L 戯げ 0) 曲 现次 法は す 作等 3 き た 0 3 1 代小說 な 葉は事をが 思想 は カン 又表 1 れ 者是 な 寸 在 意意 -[-L け 7 が 事はきた た 初日 村 3 -する を讀 初は 6 となっ 8 調ぎ 2 0) L 20 83 き ٤ 定に を 主 色な

興よ論え 終され H を わ る 75 が を 0 41 銅ぎます 5 0 石堂 だ 事 が 企業 カン ŋ 碑で を 自じ 5 を 0 から 分光 相差 男をとこ 困意 が 家や IJ 11 3 力 泰先 造方は する す 地也 庭話 方は ٤ が 共 立た L 0 そ な カン 新たれ 7 7 聞えた ねる ٤ る 0 位はの なく 自じ が やう 者を 分が そ 生徒 事を の道象 オレ に見る 能さ なら 子儿 絡? シジャ 兄い 差変が 4 して から 孫言 掛か

ŋ す 修品 さ -5-カン わ な け 積 Zi. 7 し小 小二 ば 6 俗曲 华规 ( 平装 れ から 保証 7 わ ば 存着 わ 1 た L 事じ 思想 業法 0 道等 op \$ 樂 7, なら 点まみ 面っつ 安京 5 日的

0 候處御 時節 存 つも は 御℃ あ 少々御 風郷 L しき 阿柄 0 その 處る 殊三 病队の 由心配 示儿 病队の山面放のにて御目に掛る ま 御門の 公教は 御二 手よ 折貨 7 数に與りなり 酒間 < た 手飞 新 手二 政治 0) IJ 頃 りたき 々諸處心當日 と申記 風気 筆等 L 一軒は代 が だい と居候前 0 を 資家 を す 0 顧か便を れ 儀 希等 it 候有之時 大きない では、二軒有之一軒有之一一軒をして、一軒有之一一軒の はて、地河岸一町の はて、地河岸一町の は、 る 望ば カュ 郭克 ず 柳湯 IJ 0 ٤ 安になる。 安に変なる での一 0 遺憾に 夜中 手で Ľ 身管 はま 居等 過だ 紙気

目めも

111-4

話もを

す

(2) た

が L

6. It

な

Ŋ

鹿か

なく

々

IJ

オレ

事是

から do

直

0)

の原気に

は

6. いくら

p

0

す

わ L

そ

れ

馬は事を

等的

真に面

ま 12/2

が

ŋ

ん。

失りばい

さ

Z

0 の成功を

ば

ŋ

7

れ

わ

た

L

喜

び

B

正義堂々、 20

て

る は 來きて

な

氣きわた

L

は

體に

今はの

人差

出版

世色

0

化

方常

0) 事

取り

力。 が

7

0

そ

カン

E 15

一月程後

3

ウ

3

を

7

カン

tt

非言

話院

なし

当

do

金かりた

b

き考り るさ 0 方は 望 -る 便产御二 利的 座さ < き 庭はや 小さ な 依言 5 だけ 切式 定道 居候 所は 人 11 小二 わ 近き 华特 3 降り 187 の代言地 1. 赤 もら 場。

建兵造作されて 赤かきか 層をな 見みみえり とも + ガン は 坪温程 7 合き II a 日常あ 存だし 妙 我が吹き 申言 代した 掛様と 梅克 候へ 京村 HI C 入替位に 先方手 值社 ( 來意 段だ 存完 L" ٤ も場所が 女 1118 存艺 階が 候 件品 中になる 取り カン ぜ 地台 i, is il. 樹品 ~ 真多 4 柄ぎだ れ を食べたち Fiz 木さ E 间泛 5 向拿 家か向き 17 & B 水屋 丈姓坪 川添 1t ナ. あり 力 あ 庭 仕す 川陰 屯 地 ٤ 0 1) 主 Ti. 家か屋 景色 建さ なく 方は 0

さて赤坂 居所安宅 日号の見る 買かの れ 所よる 0 も有之候 由い 安に 外是 ば 0 た上で 庭旨 にまかり す 坪温は 45 は 0) を 15 なら 命をある 方は 典さ 抄的 隔台 V 周旋屋やにな 川龍 屋を ま 0 82 付意為 和荷 虚さ 語人 適な 0) カン 晋島 MIL オレ 邀分 0) す 0 6. 然光 森り 申を ば 数 Hi. 0 L 7. 柏手 利高 存置 2 0 條 御二 曹国第 世 趣 面点 7 御= 座さ 場は 拍 6 0). 值如 由北京 成念 候間 直変り 所上 0 れ 度の電影 一音を小 な 自岩 地方 神上 まし 際 垣な 15

一定長額名於

spe)

0

("

き

8

無な 師儿

5 なく

な始まれ

右登に

赤か

坂が

0)

れ

カン 和 聴き

取肯

極

8 0 00 3

中意

3 ま

\$ も有之 候

恐

間数

意い

見史

ŋ

り長延似一

は

折ち

角な 家公

題から

ą, n

トラ勝葉ぬ

清記

3

から

0

0

匠岩 れ 主

が

\$ 成於

通言

75.

ずり

l)

43

先為

由に置き築きはある。はある。

一番便利

存然

ŋ

記文

致た

處い

ま

だ

に回る音

0

見み

心路的

中差

菌まん。

八日

な

なだは

上十一十一

Щ.с

答 皆任

8

15 様う す

4 から 真# 起想

5

た

0

す

北北

を

相感

ある中華 

わ あ

は 世

6.

此

1)

女をな 菌のはち

自じ

0

思を

رجد

IJ

ま

が 祭6

0)

稿古

を

3 ٤

4

小三

化した

立たし

見みつ

た カン

1

to 分流

6.

を

氣意

柄だ 1/1/2

面也

事是

は な

皆然

目め

た

か

5

は

を 人た

を す

は赤坂豊川で

稻荷

横

裏

座 候本祭

最高の

き申候一

女を養き

カン

4.

0 Ci 0

수날

変えた 今を変

0

de Co

共に

0

は

U

落 •

明えばのい

5

は 水学

軒等を

糠鉛の

ち

香を 0

が一種的

滴g

玄

0

たは

0

7

濡線

外を

0)

和な

15

流系

風なれ

る

先锋 Ŋ

B た

3

け

煙在響意

草

0

煙な

0)

籍

過

连 力

0

K

1

7

わ

んだ つて 出作 に其の 黄からそいか नित्तं र 3 る 如於紅芒 酔き 笑き 剩 和見疑 沿る 集という 変しあいす 今な を Ho. j と去っ 事 0 あ 0 ŋ 堀り 文を 律詩なぞを 時心 0 0 味館 カン た明む 次は第二次 7 たる 忘 わ 偏等 月岁花台 廿世 利にば を を た れ 興 性のないない。 自事を表をいる。 かくては手ざ 年が おかったがか 知し L 秋草 3 は ¥, 前 朱いか は突然銀座 うに手 S. y 出だ を物 0 \$6 ま たないない づ 0 0) L れ カコ っ 2

> して から 堂等

持も

來言 箱は

0

٤ 物 中多 力>

IJ を かい け

け

耳

門

は を

V

つ L

て

るる は

郵便が

一切とのか

み

は

を

L

て

瓦塔の

0

独をま

明ぁ

け

た

時彩版 0

手で

宛<sup>\*</sup> て

た手で 仲品

紙気 15

0

女艺

歸か

n

て、 が 通道 ちなな事さ 6 は 1) 無ぶ な 償さ 沙艺 6 7)2 V: が 大き 一点 まま で は 一点 は 一点 なま へ 線 125 彩 ٤ 愁 見みなたい しは 解者の までに 枚き 通るは、 は VI 本党年 此。 薬は 往り復 ٤ 00 書きたい 文言。 湯ぬ 0 秋 L 御二 霖ん 際必ず 返元 葉は 11 れ 楽書で貴下 御養 御二 たま で直縁彩機堂 事 健放康 背息に 7 その お外の一 7 Ť そ 如い後見 外に書き 郵便 5 い杯を 0 対常 何。意 接 中家 47-物 例の無いきなない 修う 主法人 00 を 状ち 懸念気に 干点 が背か 皆とし 御二 が 近光 7 7 問事 心心 知し 者は 4. 株か 0 通 加益 如 屋中 7 B B 7 -F 料な理り あ 离览 あ れ 0

た。

わ

相等途

た

中か

0 た

さか氣に 古家巢 候沒 閉中看一折歸來 0 力> か申 候間 分だに 引き取り 突然 相思なう 道等 不 通 B な せ中候 候 から 米質 12 5 仕儀有之彩腹 35 ريه 角が 力。 4. 日時 評談 0 ょ 聞き 7 30 一人にま 申養 伴 カン れ 勝貴可な すは却て野草のやは 316 やら ば 大道 別で 何尝 てつ 致と存むおが 花りいる IJ 程复 候からか 龙岩 0)

> 可申候へ 第次は 候では 家で同窓位置に 無な粋な 士に 兄次に 八景は で語れ 15 八等如 82 ども 82 たき心 智慧 節亡 外家 け いて なこ 4 0 3 なら け 0 和手 様常川の П 御: p 口( 熱は事を 抔意 强" 4. 11 古書な 同意 4. 申達 見って TS 説ぎ ح 大 受成 去 カン y. が 頃 致常 す を E Cope で美麗な成立 海! 1) 儿子 112 のに 推結 3 役等 註源 E あ 3 御二 色事 OF あ 者は接続 ね 哪管 44 ち 82 交流 7 7. ろは取りたまで ろ 您は 度と 市产 が 到底 ・色は を行野 致作 す Z. 反量は 5 で記憶 言 れ 0 5 掃が新いた。 d. 升たち 心なる ね 事是 裏な 色岩 -1-1 持 事是 候事 分け ば 致ち Da と意気 功り 役等 カン 力。 中旬的 开品 7 政治 の変え いぞと 致武 模も 我が ٤ 者品 情なっ 0 存だ わ ば 慢も す 是な 馬· 様に見なが続いた対応 8 け 2 考報 82 カン 1) 自我が 6. ٤ 3 ŋ 知し 7 殿が 大な機能 0 候 き、小小小 出来 知したさ 6 口、た 9 舌ぎせ 蘭。況は れ 候言ぬ ŋ Sp

開言

世上 华法 B たち 排物 利言 政と カン 共き 氣雪 後二 义素 れ 7 0 活 ば

美文は也 新たまで じて 金さ 持も \* は悪なる 0 れ 思想 を告 لح る 第二次は一次に 執ら 有に 0 15 7 げら なけ 0 似に 雲見 の章句に富んど た た 82 れ の前年一 れ までに 7 れ Ti から 竹売 デ どう わ 7 度と " た 11 四次 篇~ B カュ L ッツ L な は 玉菊追善水調子 0 濡浴 唯自 ŋ 7 言 IJ 3 小芸艺 の追善浮瀬 ٤ 7 分流 書か き は アトスツ た は だけ 6 そ 不治 西路の て 見<sup>み</sup> 6 0) ٤ 3-時芸 0

多 人ばぬ が拍う 3 な 必然 嘆な 渾成 完成 完成 複雑に 言が IJ B 0 世\* HE 元は 其を 語でに 0 本文の 有次 此文こそ かざ 典な れ 6 収り 壁。 か古今の文學を 以 故皇 拾りる 0 後の 7 は 4 語で 0 模も 保か 6 何意 が 虚るいま 俗等 能は W いらず HE カン 用き わ れ 體心 る ٤ 本经 あ た た ٤ 中多 世如 は る 0 L 至だ 讀 獨自 その 文明 地放い る 3. カン 红 有分 後また 過共調 は ぎ 反け 0 を は熟衣 い 鶏 衣 きもも 経け 類別 復朝 の奇 ŋ 得之 被智 0 文気 推賞 を ょ 千 U は 可才とを以っ ざる な を る 0 年热 讀さ 既 初以 清明流 暢 を総成 2 に蜀山人 B 0) す を 思想変 なす さる 俟ま 0 後望 か 多語き といいと 毎を 0 ぎ ŋ 0 15

> 親される 断だれ る。 は 今は かい 0 新 B 曲 ac s で を続い 机 はく ま の素 遂るに 6 た 加斗に 寸 は書終る を脱ぎ 験は ま た 心言 11 -3 1) L れ 15 から と直様立派 H 3 至は 3 + \$ な額に 0 J. 平心 0 勸さ

る

此され から 七月の質成 5 が る。 莊を休字 つ 0 は 心中采女 病気を ば間ま 會なれ たら 故で江をわ 10 3 行的 事じ 古と た 秋上 3 K 礼岩 0 又藝人 机で 凉 頃\* 遊女生 名常 B 75 を L 盆 0 なく歳 をう 女采女 待葉 15 な る。 所出 が に近く 用き 多な 川岡倉に 待ち 向か 0 わ 新曲 .C. 0 その年は折悪 た。 た 7 は  $\exists$ 2018年で精古のない。 彩版 筆を 5 L ウ が ただ古 韓ん 十月に入っ 自じ 取明 んな事 は Z 記章 書 思想 桑泉 載さ 0 出るまで で精古は 11 は家か 2 0 0) せら け 0) 例於 稿古 7 にあ 事员 ようと E 居るる れ れ 0 休字か から 2 を あ 通信 思想 思想ひ 3 6 淺重 師し 始也 6 5 ŋ 同匠が稽古に 正ななり 草色 、今度は ま 6 れ 0 熱いある て大磯の別程を見り 0 る 橋 と 月 半ま 何場采女塚 頃言 3 時等 3 歸京す にも た ウ は ウ 加山 は丁度 興がが っさん ん題だ ば É 田で匠ち L な 6 6

手だんでは、置いている。 護が産業程 温度な宝岩の なら をこう 倍ば 枚き 気きに 暖力  $\subset$ ----折背 0 12 0) カン 風か 用き -(0 な 午<sup>二</sup> カン 0 邪≝ 重 恋 ね \$ な る 物同然の始 引 時節され 後二 痾 B ば J." 患われ ならげ は 0 それ 車屋を 為た 6 な を n 散意 用心 病で待ち 35 カュ 屋 な れ 北に Ľ 際い ば 8 を 却 cope 微览 見とや 队小 20 -0 女中 2 獨に 多た 末, 用事 भारे हैं 角な 0) 折弯 を 折 Lat. 战な 恐点 は際い が 祝き -3. 1 0) 不自当は Ł 吸む 儀 3 L 器 3 就 事に 13 日頃人と小袖の 身为 3 金か 壮 カン 45 題や から 宛京 わ 診と -C 生 を わ 包記 HT け ば を 看かん

300 却かってつ 古に 都でた カ> 過す T 易 12 0 筆をを 回わ びて して 年亡 ぎ カン Ho 小學 7 は とて 書き なく鳥啼き 日でき 執と カン 矢や 把想 舊 張山 粉藥 稿 5 ŋ な ŋ 0 玄 す 0 图 整さ 存され 2 & 5 3 食 取货 年品 理り 頃まい 事也 であ な 易 ま T 72 ぜて 改造版 繙く 絶た 丽喜 6 ち 前後数 すは え間 -> 3 服力 多蓝 頃 を 用き 一先早 ょ カン Z. Ho Ho 及至 L た為た 3 を 頃至 から 73 煩なる ば 6 腹皆 ま 0 0 Ho 却か 用き ひれ カン 11 あ 8 反はわ れ た カン 160% L

失

步

7

まっ

た。 以

二月

至岩

彩機堂

から

ただ古

0

そ

6

す

0

カン

ŋ

8

勘誘いいます

が

が毎 150

年

餘よ

寒かん

き

ZJ. 始也

L

4 0

月から

一月から

\$

春分

0

頃 た

ま

6 は

11

風か

0

カン

73

H

ば

凌さ 味み まづ な 日を校覧 6 とか ふ気は 女 女会 K 7 つて 0 唯たたる を取り カン 氣き 限 も藝者 変體して 倒だっ 活動寫 5 1= 眼 いけ 0 務也 何怎 上がげ 更為 を な 3 だ 質な 針時 が 思ない かい な な なぞを見て も皆同 g 面白さ 仕事 0 0 L ٤ 真を 白えき木 11 た た。 別に Tyl. な 酒 る は 譯 から て三味線 見廻る た 友等 勿論讀 小 ٤ 学也 だが 何您 8 出。 を辛抱 氣質 小言を云ふと 动心 ٤ な れ 掛か は 外は B 若認 然か 0 11 家名僕 6 龙 けて だ 運動 口台 ふ気き 2 L は 82 りかの の師し 聞る 0 ば 4. 食堂 動場をぶい 7 會社 到跨 7 若認 れ 八きの j 勉強 オレ なっ 0 X も 底 節は説が 匠岩 から は 遂記に は 分次 考がんが は 1) き なら な 望老 今高等女 色々生意氣 園八 女祭 な 好力 -0 あ やら -C な 使ってる なぞに が 様子 手で 0 1J 物湯 B 何怎 き は は良家か なん 女ば な 反抗的 本作 な事を を食 近京 ょ 6 よう が で 5 4. 0 ば を な は Z, 好す 0 80 0 見み 草等今天學之間ま 板だる չ ٤ す 20 す 15 木ぎ 6 から 15 0 ŋ \$ 年祭

考ないま 稱を楽では 今から日で同意 度新傾向の 木で向きは板がの音 書と 響わ 見な きら 5 残り 育品 10 C. 吾れく 6. カン は ٤ の 供きなの本法人との けつたらは 盟能 吾れる くら 事を な ŋ < から は 6 明記 i. 40 0 わ 4 が 是非を論が 迎京 女是 には 唯なは 如是 高な つん は L 力> から た處で 五元ない。 ょ が代えば 73 ムつた け いら 古 駕籠 き が 行へ 女はない 始信 ねる 0 騒む 六 舊は が日先で「 カン が 7 な 號等 B 何笼 其をら 3 U 趣 井るの 事是 力。 の古板 分割ら 4 活字 0 譯な から 0 7 E 例だん ま 6 會包 面影 時を 習は、慣れ 重井筒 同な だ。 師し 形岩 Z. 6 ま 3 红 0 を そ 15 白味 は其角自身 は 3 でる Ľ 咏亮 13 た 知しの の古言 60 吾乳 時等 今はか り買か 人と 0 90 ٤ は 6 3 15 Ł 事是 b 刊 讀よ 呼 -0 5 こころで の上越 ď, 力 次( 主 0 知し 0 な 見み 激者が 6. 75 時じ ts do U 證書は た俳が 4. 同然 出で 代信 0 ょ ts 5 な \$ た -0 譯 N 0 刎陪 3 旬 味 何先 0 4. は V だ。 ょ 板下だか でで な事 釣るべ だ。 三片の たな ٤ Ł 0 B な 雅加 k : それ 段差 分元唯行 思ぎ TI 味みだ 瓶 4 事是 73 40 線装を 新光傾沈 僕 ふ名は 盛ぎ 3 -6 な意い だ 6 0 丁克 趣。 竿ま町等の は 0

> たア 電でに 車片晚片ョ た 餐艺 IJ 道さ け す 馳も 1 走言 L 溜る って変えれている。 池片 V 三岁 = れ 河門屋 æ. 一日前 1 が ~ 力> 電ん ら渡しは 話も 小艺 を 家言

> > 17

カン

け

わ

盛か た 11

文人年間

彫

0

た

\$

だ。

杨

は

明ら

治ち

B

**半**装

6

後空

生ま

女公公

## MARCELINE 00

東京と 領\* て 日の終りに 本へ 上海 獣花 入い 人たし 佛蘭西の舊町の 見み 椅かその 或骨董店で たいい 試ら 男を 7 0 の古 思な 作ぎ み 古家管 意心 は 7 た 都と 返れ 新忘 3 が は 0 を愛 懷 3 支言 L 致に外が 外是 書が 少 た 元付け 支章 ~ から 利的にた かい L さ 趣。 は 现艺 以後 友智 錦か == るる。 6 味み W 何先 大金を情 代 歸か .C. を 達に る。 を あ 話と 改意 0 直線 の影が った。 9 た 趣 下げ 中 8 味をも を 東以 ござる 又恭 九 婦心 給芝は -は を なないというか [11/4 を た -Ho 0) ま 何连 里 足居で 仰您 ず 頭質 婚 事を 感だ 35 懐ちか 先祖 街頭 はだ 精出 TS 買放 旅 供 75. 悲絮 取さ 行物 太 代店 思蒙 0 利 を 製艺 た 孙 小营結幹 亞 具で家か 住意古書 す 精巧 رم が 都で 0

水はけよき まで委細如い件 承知知 より は今少し惜し 致治 ٤ れ居候 と思召被下で さず 為ため 頂き 打艺 角の彩騰堂今は 本年は威勢よく西瓜 de 實の處錢三百落 ないないなうまます かん 秋海棠坂地にて にならる うな心持一貫三 まづ 主意 は御笑草 なく した

金意 月 先法 生が日

彩機堂舊き

れば草を ち空の く去って 雨水の 0) の袂もうるさ 小の溜りさ 水学 は 色紫紅し 中の花蝶 には れがたい 身も 城等 すもこの ٤ 郷はれ 市 恐 の影響 翅。 裾は 玄 6 0) でに青く澄み渡る た。 の却で 時節で < 0 から の時間 源iz なたれる わ やか 6 節ぎ れ 色きあ 動? な Ž であ 300 風影 カン ず ざ 重かっ 000 -} 曇つて風静ま は悲悲 池の れば 物の やかに浮立 を ねる 0 が 残暑はまた 水湯 8 の気きる。 を映ら て無り際に 0) 水学 1

> 雁來紅片 離り 未以開いまだいらか 一園秋のあき

麻竹打ちな る山書越さ 女にをかな 上が 萩塩がき 雨が多な 出来たた なく入法 明も の家から移植る 棺のき 田で 慢光 3 0 た表札まだそのましに は わ 思出れた が やらに 何在 た V れ た。 てあ の彼 7 た 75 力》 あらずと 札まだそのまゝに新しく節板とう自然水を打込んだ門の柱には 足の向も 一機二般當て ららず つて見たい 力》 L す F しは原外 並 耳 方 2 0 ま、先人の絶句 ,耳門の戸 は しょかきの だまない にっこう にっこう だっこう だっこう だまない にまない にっこう いたので おがついたであらう、 型べた潛門の から聞き ららう た。 办> を 0) くまく らず、内容 なしく でられる た手 緑に す 他常 れば正 庭证 けむ 0 上意 える臺廣の三味 0) やうな気がし 見えぬ アに手を 上つた様子 彩腾 た音締。但し女に 少文言を思出 にはいれば の木地にもか 訪は も落ち 月と しく g, 知ら は を 妾笔 師匠の千ろ 口套 カン な op 門前に ず 5 ずさ けると 力> には 七の常とて つた き た。 **味線。丁度二** 此 の色に咲きた ないなるとします。 の合意 幾い U -0 L 石论 れ 普読 分为 來て な -} 7 0) は ر-12 たり r. 6 0 が 7 は カン 76 あ 4 今年 見る 新更新 3 の好す いつも B るる あ のらず。 カン たし U は 閉し む る。 15 が を 我 当 1 は れ 8 2

16 B ひきら 4 れ もう泣な かし やん な

得此新晴一簾可とめるととす

新晴」簾可し鉤の

0

時節で

アレ 終語 7 0 は とを見る 戸明 ゐるさまを眺めながら佇立んでゐた。 4. 主人人 早点 た玄関の オレ 間\* のけて中座さい 門に追込んで ると 合權 から せて 中音。 知し る 庇に で島邊山 度に B っては浮橋は せる 0) に秋の蜘 カン わ ~ら、わ B 心なき業と 蛛。 経之 嘆きさ 匹類に納に納 助計 it -}-11.5 15 を 11 預當 カン はば け 後雲海陰

めたと 白を味み 當り を云 とたつ 15 らず は をして にして から今の中みつし V 上海い ふ事になった。 僕等 f 礼 人とに つた。 精にを 7= げ cop 眼点を 君實に は自分の 2 なると競争する る ま あ 向き 111 生主 味線の稿古 時也 に感じな 17 0 は すり 女は行木望 質に 馬が まり非常 分藝事には見込み る れ がひだった。活躍 事? つき \$ なく 初じめ が 70 V のら 話年 質生 嫌言 々 ریم L ひだか 0 は はわ 服持合 に勝気な女で何事によ L 15 でお からず わ わ 2 45 なら 話さ。 たし 3 40 から い方場 3 な だか ts 從つて \$ Te から と云い聞き た やうだ。 の義 まれ れ 活統 6 ٤ 60 で自 3 る 11 商賣 あれ 一月二月 外事! 理り ば 15 用き V は 小小言を 方言と がな 7 を 0 0) 全, だ

死後の類ひを除いた。関中いさへか多事の思をして、からのない。 はして置からものとまづ家と藏書とを資拂つて 然しフト思立つてわたしは生前一身の始末だけ 美人の膝を枕にしたにも優つてゐるであらう。 なしたのは唯この時ばかりであつた。 明日相看 是路人。 像心畏、見門前柳の 他の世界は近日本 5点 のではないないのではののなか。 も見ず、快眠を食 壁有一巻苦一甑有」塵。 み馴れた家を去る時はさすがに悲哀であ 明詩綜載する處の茅氏の絶句にいふ。 り得た夜の幸福は おそらく つ

# ンチックのタ

伯爾夫人マシュウ・ド・ノワイユ

夏よ久しかりけり。 かるしまでの快き。 いどみしが、今将は途に打負けて、身中 われ夏の恵み受けじ

われかい 陰に行けば、見ずや、いかで拒み得べきと、 わが強はさるやく如し。 きリラの花近 くい やさしき換 がの木

その

中

電宅記とでも題してまた書かう。

(大正十年正月稿)

舟の如こ 輕く打顫ひ、然情の亂れ、ゆるやかなる小 よろづの物われ感しわれを疲らす。行く曇 べくい しめやかなる夜に流れ來る。

願ひになやむ。 も覺えつム、 響空氣をつんざく。神經は破れて死ぬべく 列車は過ぎたり。 かにせん、 燃ゆるよろこびよ。 文生きんとする その

胸こそ欲しけ

れ が

Ħ 7

ンチックなる事

れ此待、

肩により

カコ

岩

柳のかげ われ彼の人に、誘 かの人は吸ふべきに。 10 刘 優り ったる否心

されど君はあまりに若ければ、黄金な ふくれしむ。 3 ゆる夜のさま、 ひしは君ならず。 わが胸をして鳩の如くに 傾う の血が そは

し然により行けり。 と溶けい 打ち解けて、絶えざる吸り泣きの聲、 あらゆる樹木は官能鋭く、 われそれを訴へん夜にの け行く心、 骨に徹する肉のかなしみ、 他きの聲、烟り あらゆる夜は

わが愛する人よ。 7 しくも悩める君をの うるはしき夜 。とかるべし。 明ばん唇に消えも失せなん心し のみ眺めて記 泣きたまへ。唯泣きたま われは求むる。狂 りたまふ な。傷

(『珊瑚集』より)

のものを打壊して卒倒してしまふ・・・・ のものを打壊して卒倒してしまふ・・・・ など きょう きょう きょう ないのあまり周囲

事にいてきない、大学である。 あくる日起の出来ない、取留めのない思ひである。 あくる日起の出来ない、取留めのない思ひである。 あくる日起の出来ない、取留めのない思ひである。

その後わたしは年々暑さ寒さにつけて病をい

J'ai trop plouré judis pour des légères!

Mes Douleurs arjourd'hai me sont étrangères.....

Elles ont beau parler à mots mystérieux....

Et m'appeler dans l'ombre leurs voix légères;

Four elles je n'ai plus de larmes dans les yeux.

Mes Donleurs aujourd'hui me sont des inconnues; Passantes du chemin qu'on eut peut-être

Mais qu'on n'attendait plus quand elles sont venues,

Et qui s'en va là-bas comme day in-

aimee,

qui s'en va là-bus comme de inconnues,

Parce qu'il est trop tard, les âmes sont fermées.

その「哀傷」何事ぞ今はよそ~しくぞなりしかど。

わがまなと、浜は枯れて乾きたり。小ぐらきかげにわれを揺ぐもあだなれや。家傷の娘は妙なる言葉にわれをよび。にいる。

けり。なつかしの「哀傷」いまはあだし人となりになっかしの「哀傷」いまはあだし人となりに

何事もわかき日ぞかし心と心今は通はず。おりそひ來ても迎へねば。わかれし後は見も知らず。わかれし後は見も知らず。

 た

1 な

カン

IJ

\_

丰

ザ

プ

ル

0

指

顾

た

٤

聖

20

ij

やらな句

から

たと記憶してゐる

老の樂に、

ず あり

砂さ

糖水草清

した

Fiz

だよ

0

لح

たの 0 食 0 あ 0 世界 -佛蘭西 だ排底 製艺 -6 0 あ 0 ∄ た 頃 7 ラ K B を買か わ つて たし は

6 中で あ 枕元にはな 50 里の街の散 オレ は 廣告塔 まし の投げ出されて T 暖 かいい あ セ あ \$ 0 ĵ 0 昨るべ あら ン 3 ٧ 15 夜讀み 河を往復する 3 北思 3 芝居や寄席の わた を喜っ コ = ラ ラ ながら眠 L あるのを見返りなが 4 んだ人は皆 を は毎朝数 を吸らうと 十昔の事を思出 河船 1 のた巴里の と書か 関を洗ふ前寝床 組と共に 張付 0 知し 半りを を変し いた卑俗な つて しあるで 起きす す ら 新 町製 0 聞え i 父の世に在った頃から、 C の卓子の上で

工に折々支出

文那の饅頭や果物が長坂大久保の家には大き

物が青磁の鉢は大きな紫檀

7 乳を質行く 0 るも 0 暖か は 0 門の水の香。 里 のを。 和わ かい煙につ の宿屋に たリ き 直往 部。 別なく 女の聲。ソルボ 3 る時窓外の裏町 道想と 0 れて今も尚ありく 0 警告さ 下宿に わたし を奪 等は をさまし に今とや ひ去つ すべ 0) 町を角笛吹 身に なく > 飲食 ショ 0 大時計 泡费 は は全く無用 耳でに コ 吹い K 口に甘きも と思いる 關於 0 ラ て山や羊 3 0 を 1 する人におれ 吸ら ∄ 沈ら た んだ コ U ラ オ

油書を思ひ 真白さ は既に去さ して さまを描 る。 12 き卓布 Ł 所か TS ク 東子果物を盛つた鉢との置 弘 V п 詩し 6. 1 この制作に現意 起む 趣品 たも に富んだ生活に對 面はに L 花響に近き木蔭の食卓には に落ち た 0) マー のは木の がら あ が名が つった。 カン こる色彩 11 葉を終 畫が te 0 突片 た 中至 如是 す る美望 0 K き幸 心夏 き わ 幸福 妙味 食い事 3 てら L 平行和 と質感 日光 の為た が此 0 机 佳か 8 人と 0 た 3

几に関子を 論ずるまでも 興意 載の や籐編のな あ つて に江戸特種の て屢々文人書の ば室内の光景局 世 浮世繪を好む人は蕙衛や は蓋 た盆の 5 ゐるであらう。 7= 狂歌佛 艦に盛ら 置か 3 菓子野菜果實 き 或は銀杏の葉散る れ たるい 御だ れてあつ 櫻花散り 書幅 素瓷如 ٤ 此たら 水草簽籍 等の 野等 神とを賞美し や北衛等のは 如何に基 1= 水る竹縁 圖に對する 詩などと まり なぞに心太を **圖** たし 掛金屋の 造 で「草餅を 見るはこ 多 鑑り る指物の んくら るを れを 床

> 盃はひで 暗み食ふも 甘葉 求とむ 爛熟を思は 味 ふ文人畫家は嗜口小史 た食單なる者がある。 作る 川陰 包 步 わ 詩し 血の俗悪を を生ず。 対えの U あ 弘 3 れ等今の世に趣味 るん なきを 3 10 0) 名な 90 を 7 興あ を容 以って とし のを説明し 弘 來ぬれ L で嘆く 虞一 知れ むるに **袁**然 れば 憤 れ ( · る必 たる ぬ。最早都下 食 瓜 が 足た わがいかわが身に 必要を なく、 ご全集には料理の法を論 を設さ を 3 明治 F 皮部 著し れ ع \$ ない な此の上も < 石初年西田 座を 江之 は づ 7 舌の 戸と 木に 3. れ 當時知名の士 酒樓に上つて 座 外更に も當時文化 から 句〈 禁ずる ぢて たき 別種は 珈? 琲肯 と云か 隅なた

(大正 + 4 九月

(431)

砂。

糖。

壁はは \$ 85 吹ぶ 1. 健党 る ち \* 老はは 枯 礼 が 倒され n 7= 1:3 た 老 は腐 如言 樹の カン 多 れずに立っ 1 3 って 幹は 思言 B 2 見る 更に 行 年々ら つてねる 7 オレ き ば 雨空 れ 9 帰る古家 き ろ 弘 古家は 粉 E B 0 雨意 の漏るた 芽ゥ か な 0 って行 家かり を あ 家がい 吹ぶく る。 すー 最な 遊り功力

酸を際る む 飲食物を 先頃掛 0 を B れ た が 音い ŋ 事で が節波 ٤ 71 2 悲痛製芸 言い 初 け 2,0 す 0 器 かずい 者から 客の Sp 4 5 K との わ 口套 をたとへ たし 歌樂 注意を受け にいない 樂を甘る は 砂さ 糖 き 111-2 き蜜 は た。 6. を 华北 合言 10 IJ

た が 12 ば to が 身の な 15 今はや 久でさ 0 身は心と共 L やわが口供に 世よ 0 如是 0 辛酸 3 な 辛欢 ま を 當 思想 ね 甘蓝 8 ば幸哉 ひに き る に飽きて y. 押的 な で i 2 斷 起き 加"か

ま

午覧に \$ 晚 \$ 食事 (2) 度符 4 わ た は温泉 6 珈门 那片に

る L

> 校工 たば 夜はなら とし 大抵三 ず ヤツク , 薬作に de わ カュ F. は は 4 屢心 れ なく助け 入 礼 1 後: 琲 -ラ を沸か ま 3 7 た。 オ を渡 かっ 職書に すこ 食 事 と催んだ 折貨 角が砂 を 0 3 糖等

文學ビ ŋ ろこ 琲で .6 い味び 珈了 T も成るか 琲 15 迎蒙 ゼ V 0 山岩 \$ 佛陶西 域。 る ブ T: ·IJ 及 まり わた -煙・トル 7 た あ 1 オ 草 12 0 才 IJ  $\supset$ 0 最も好る 香雪斯 氣會期告 が は ヤ 音樂を I" > 1 A 0) IJ -}-チ む 思 ズ I \$ 出版 1 L 調写 0 4 は 3 cop 利わ 酸 海流かっ 主. せる D す 6. 耳" 古" やう ツ 3 た チ をよ ば ょ 0 カン な

**覺記** の紅茶 紅なるない 0 へ行く汽船 す となった。 時分か より L ぶって日道 8 佛際 紅 1 0) 食堂に於て な 西 た 40 に郷町し 遂に 風言 珈; 1 然か 琲 の珈琲を喜んでる 仗 に全く酸い し二 と前に 珈门 わたし 琲片 南河 を 佛園西 四歲 時なな す る 6+ 2 1 既さ 初毛 事是 人是 節書 15 秋季 8 0 関で 人 なの た の 家に事を 英語米利 0 た かまま き 82

> 頃を作きると 朝きひ 0 3 蜀には \$ な 人が カン 0) 行" ば 著述を った。 わ つた 7= 豆熟 あ 域 たし を煎 長 頃 崎き ŋ 75 わ 0 どうし す た 事言 た 新橋 を記る る カン 必以 11 do 要 の好き ても 柳 の焦臭くて L 橋 放きたち た 家のの 瓊浦 珈了 あ 小家に ると信じ から 琲汽 生涯が をや 父後 り手拭きばないから か江戸戲 てる る 班? 理 事是 た

の慣る四智はは十世紀の ては 來 福さの たちも 各人日 水系 とし 6 古言 あ 前览 7 き 0 30 ムを楽て Ł 拾て to を 常 嗜好 老等 既 L カン 0 t) が 15 H 智 排りけせ Ł そ ぞけて た を 慣 0 6 人い 氣意 るけ b ま 1 生产品 つて俄 かりよく 新たら る 月春し 0 一涯改めず 真に忍び 女子? \$ 0 であ 文時間 of. は のに慣 凡皇 に海 難常 そ三 年記れた む人は中国 माडे れ 4=2 代言 0 力》 幸等年段智息

不る獨差を使える。 を食い ラ 珈了 = 生活 苦谷 B ٤ L 酸さ 共計 ラ L 7 を 2 K 啜つ た。 いつ わ 氣等 け 佐. 題が ٤ 7 オレ な 1.1 は る # なく なら ま 以下でいる を た 米 数さ 飯 洲戦争 年かの 数等 を酸は だ代 の代館 2 n, 17 慣な 當時 和 時の神楽を変える。 麺、炊店 たし 14 0 Ħ

ŋ

H

ŋ

カコ

14

75

き

賑に

Chi

0

2

其系

顷

新富町のたとみちゃう

ŋ

ば

8

力

7

K 0

ŋ

奶馬 力。

0 な

住法

ŋ

7

は

わ

け

古こ響を風き八き三島朝さい屋を地 夜なの根ねし、毎日からづ、 容はな 歌かま 人力 0 は三 K 轉をなる 百年製造 な毎窓外に 頭見 露る なる 扶养屋中地方 ちそ 直ぎっ 传言 道行く た 7 線 ま 根なの 書記 を 児見え が カン ひ け 合物 かだき 型が 送る に行せ に打交 裏為內容 土艺 拔的 也 れ 0 なり から ず 同旦那と 一大を大 けて を K には ば 留場場 あ 借か 雨の 3 取がない 妙 0 き を 物干学に 3 どう L ŋ 程學 は 0 ŋ は待合妥宅 向から風か 女を 裏通に ŋ ŋ が 15 は 目的 0) op ځ 今:鐵る 0 殊る 壁隣に 早はし 歡當 10 す 5 \$ 露る V L をぞ 造の 确信 嬌摩溝 側部 猫を 地ち 15 5 3 、大家さ な 0) 洲子 が 出づ 家質を なる op 賣う 0 旗 わ の普請最中、 如是 例: 波蒙年 下办 鳴奮 25 筋影 ば 2 つく 0 れ 弦灯 不思議なる 岸 た物がと 學名 たぐ 請と L れ 板岩 道がある あ 上之 から 澤式 御妾の 稻的 ば 0 はが程は 3 K る n 33 月子 は よき老人、 八节 新光 ま 眠器 六圆 7) 0 0 來き 百年 0 佐さ 内东 3 カン 多智 から が 美 整金かた 焼先生在世 住居 鼻摩 上点 n 萬 女艺 が 0 3. 大路 緑を 0 祭さ 流系 5 3 H 家以 ŋ 0 を 75 社 がは から 市営世に はな 驚な 酔なれ 2, て ŋ 0 挺ち L ŋ 0 き 由さに 上常 稽なの 11 0 頭頭

佐書を名所となるとは、一世の一人ので、町内の石 主流が新ななる。 0 ŋ 目め電気 自也也 和な事事を 慢乳 町內 L は 氏系 力 庭店とは 向公 道等 から ح 0 若黎好。 飾言 0 0 町春に 0 不為 TE 家公 る 孙 昔で者の IE 物為 太忠 折ち ŋ 0 内尔 句《 ۵ ほ 猫しぞ ŋ 0 15 流りた 8 ٤ B 開えし。書 3 舎が 5 皆名 見みえ 0) ま は 所出 6 六 御お は ある 頭岸の 、朝文字 た 田里 異 祭 及多 る 禁禁 來き 事を ない。 TX らず B 0 佐さ 中级 82 0 事是 は ŋ 押す o, 0 ŋ 丁目があるが 碧梧 を نے 慕( 2 克 土と出で地を語だ 桐等 7 拉 れ 語が日か って

たるな く漁門を わ 女是雕築 ほ 地ち 梅でも とり (1) を わ なり 3 病な 北北 れ 悪乗り ٤ 20 み個で病 な 15 0 0 配送が 3 ぞ訪と 趣。 伽 渡北 合あ 一卷賣 姓台 0 を 渡れ 想意 74 を 9 む 引な上 來る 失ひな 15 る 漁事 ح 年亡 耽 となり 85 た 家の娘の娘の げ る 0 た £ ŋ 人完 って住書神では書神で ره 小 B れ 75 旗片 を あ 1. L け 獨領 7 3 0 ٤ 0 力 82 れ 暴風 カン 軒を 身み 共富 h ば に捨て カン 至 設計 個島の 朝夏 社影 き 模的 賣う 投と Ł 0 姿がた ま 樣多 わ 網索 ŋ 7 発き 今は 参詣 をば た L から を れ き 日四 はきた 例だ た 干江 路ち 居留 3 た 多語 35 0 3 き

> 薄字"6 露る 7 講 聖禮 5 地ち 八 丁島 えし 0 1.3 一書め 奥な ٤ 堀信 沙 V 0 に容 其を き る書きる 3. 講 7 0 B 向息 釋 n t Ť 場は 水 L ま た に半法 人情 へしく U 用なか 力》 手で 日星 t 講覧 聽 口袋 本点 200 を き 0 15 b 場 插き前がの たる 荷を家い け 事是 も古び 柳紫 IJ B 75 あ 力 ŋ Ŋ

家が非なき。 展りにません。 く嬉え 造店 0) 心被, 0 慮る 3 0 小品など 圖多 を L ٤ 洲;今望 明朝義 V 3 3. K に代明 ક そも 2 B 開當 はず 数な 我太大夫 須す 0 づ 駈か 田だ 15 知し きし 折り思さ 町高の を複 lt 6 れ 0 もなべん 播替ぬ ば ょ 四点記 そ れ 2 陸ま K n 磨太夫なぞ聞きにはあらねど、 江 L れ + 講覧とく 命 17 余な年 ょ 時等い にて 車 ŋ 立 ŋ は大産 をば 俄是 0 昔なな 一倫文と 柳华 E 邑智 此二 久 福台 3 保申 歩きゅ ŋ は一覧が 逢ひ の家 上之 が み 柳紫苏 Z. 頭

て作いら なし を 常うたの 人怎 演えの 真と 世 沒言 技ぎ 11 打る 111-2 却に 一中河 め、長熟 趣 初さ あ を ŋ 待 屯 7 た す 0) 刷か 東を 劇場でん わ は 3,0 を記しい語言は 偶 から 邪 為た 道等 理えき ず に陥り、気をなった。 0 7 do 有樣、 模的 上地 数では 田方 L カジム にもいる る 至約の がかる される 見れて ス れ テ 1) は 只た

大正六日年十月初三大風態來後二日 荷 風 小

史

屋个

の硝子戶口佛壇佛像置き並

たる處質

終した

塾教授並

に三田文學編輯を解

一大久保 て

丙に辰と

の年二月余養河

酒の散を以

慶應義

の舊宅に蟄居するや無聊

柳の餘庭後啞: ものを刊行

南のかりやう

地一丁目の 思ひたがひ 関庭の四阿にからむ郁子美男葛ないなりせば縁に続いなりがは、楓にからず 錦を織なりせば縁にならず 錦を きょ す文反古ぞかし。寺院の墻に生ひま も後の日の笑草にもせばやと時 築地草とは のとある露地裏に獨棲に獨棲 そ。 0 いぢに、 子美男為なり \$6 ひまつはりし せし ž なく ŋ 12

執いない

の。唯築地草は岡鬼太郎君編

解する所の月刊雜誌娛樂世界正月に出

中

三子と

機に雑誌文明なる

本書牧むる所の雜草皆連月文明

の為言

水の逢引橋 書談 緑の葉裏薄紅添ふる美しさ言ふば 駄な文句はそれこそなか 至りては夕日にぶらさがる鳥瓜、露 るべきに我がちび筆の穂にたよるこの雑草に をのぞきて見るも 序文めきたる争解にこんな事書出 頭の風情さ 据吹き拂ふ川風に を おいました ない かき日も へいとく すこし認ありて生蔵ばかり 夏興 と、世を牛込のはづれ 聖めく土地の有様 見来なかる 築地川。 折の りせば多額 いはる蔦 かりなか せば、 0 沙と真とは、無い 書かき記 中等 草とな か給の 事と L なる

明第四號に

ŋ

才筆つぶさに敝廬 こと庭後君の

血のさま

るも

が断腸亭の

記揚が

げて

文が

を記さ

して

餘すなし。

唯過賞敢て當らざる

0

係らざる

3

・後改めて断腸声響薬ものなし因で初めわがみ

つと題むし、

雑頭恵め

來つて一看すれば我一家身邊

のあ

るのみ。

今請得て卷首に轉載す。

りの道の なる より 田人致に 断の轍を 枝を折り 通に居並ぶかの際家と背中合 をたす家とかや。 き夏木立巌石あまた置き添へのみは遠くからでも包で知れ には蟲賣の早や荷をおろ つも新 なる 乙卯の其の年も ますあがる清元梅吉が住屋 さても此方 近くば寄って目に宮川と 誰に は庭師何某が住居とかや。 新官座の景氣も糞を喰 ننه 政さぬ待合、 と其方 ij b B ないながく は大層唐め りを家財道具座右の書物は、外機田の堀端づたひで これ先代の衣鉢を 若芽の緑道 きナ てはるんくことまで引移 外機田の が 方の側には緋屋の 共また隣はい 一樹は す。 も学に近 + グリの板頻越し、 なた隣は知る人のみぞ知る湖鶴なの老柳珊瑚樹と枝交す小暗き 素人専門女中が萬事の御用 0 その手前 供待の自動車タ幕より 知し きたれどまことは のほ た四点 知れる鰻屋 す く、銀座通の 居とぞ。 領域なり 云はず とり 谷中 し思ひ なってでませる。 と独等中 物学 せぞ浮世なる。 電水の を は青竹の駒寄 、椎の老木 で其 にさし 温ぎ 1 隣には ら隣に高いこれ ŋ 下に四季不 がけ 柳葉 六の名もす 宝り は強者の L きかい の彼方 粉に かげ あま は いい、こと 河岸 な Tabi L V

れ

そ

8

開発は

徐なり。 狂気の 神く心 付き

兩智

を

世

事を

管

作者が

技艺

例如

00

如いは

較かくないがったん

75

じとよ

IJ

取まれれ

るも

立だ

を比較のできる。

話を記しる

心得べ 別る日を朗多羽は八隻を 帯なる ざる に似につ 2 が けら なく みただ たやら 正流衛南窓 大夫語 合あ 3 は け ねかつ をきつ 、親分らしく 常いいた。 美生 ででである。 立一枚重 は ŋ ŋ 迎弘技士 き ٤ L T 非 るなぞ皆當世 なか 突引 三儿 面影 藝げ ヹ るは高座に適せず風である。 出於味 は今後代日 it 蔵る 6 L る 着 が 線が の修羅場の! しながら 牡ザガニ 0 た 洲 0 % 南温の 總さ 典なる 0 る、或は英昌が市樂の書生羽織に自縮緬の書生羽織に自縮緬の 便人人 き 却でなってよ 怪像なる容易 深く 11 大意 op 背世 新額し ・ 取上 0) 5 を つて 真 抜いよけ 0) 五らな < of. 紋なん る り煮まり 大きの 0 力。 上衷れ けし なる ならず 0 70 客を きゃく 風雪気 ŋ よ H みて顔 伯は (宋老川) た ŋ たる F 0 0) が こそ転 古も思いる後 老人黄 頂意 連な抜い中では かやら 0 能力 何をに 0

推門をなっています。 き。 何实 芝脂湯 を知し 何だに なりと獨天下の藝術論する人の心なりと獨天下の藝術論する人の心といいましているといいましているといいましてはいいましてはいいましているといいましているといいましているといいましているといいましているといいましているといいましているというというというといいましている。 れ L ぎらず強許と し路語 0) 劇場ない し路語家 菜が事を合せる大屋を稱揚するに當り 岡絮 亦きの 髪結新三 2 郎君 Ch はいからかの心得をいる。 正 B らず、引い 0 狂言 言 を合せ語られ 4 りずこ 日に鬼太郎の泰斗な の心にはれ の泰な で俳芸 りて 此二 優ら F. 11 0) 0

非ない 語がなるとす れがったとしこ を異に 15 に外面に外面は 為ため 心是理 7 礼 す T 0 いいなはなり 0 ٤ 一般が更 **猶** れ 雅 が 城っ かども 45 動作 人 よい語 を を 飽物 現場 カン とは 1 L 傳記 23 其 ざ 作を設出して常する時あれば之 何かを (2) る 物彩 演藝各 處さの 郭 金龍は なり 胸切り を あ は、 ŋ 人だら 類 を

ŋ

it

ŋ

(乙卯殿月稿)

糊の中を芝居 力2 なり。 でなる を 0) 10 せ L 特技を る近京捕き物の 稀に 立智 際るが 芝居 折貨 とんぼ は清談 は 變んでと ら流石講談界には変りも綺麗には 絶えざるこ 返然 E も綺麗 西普 亦等 興味 カン 1)

> 折きかれる 唯な家への二 が る芝居 れ け 盆過ぎてより 0) より ば 伊い佐さ れ なば、寐覺のご 中夢をのみなり 1t 請辯緣 質が 罪の 限等 遠く旅 怪怨 四の窓南向 はみない 越き治ち 0 立智 郎っ () TI のものなければ 左 仇空 に至りて 版に在るが如き きく 衙名 ŋ 計を問え を思ひんが吉原 は炎天 \$60 0 風かのご 赵 更にこの 人的 とも口が ば ょ さまる。 C 夏な きく講釋 百 当 盛さ 氣部 人斯先 遊店 の感 を幸獨 様っ 1) る 北あ な 迫當 0) あ IJ 1) というで見ず門と 心地地 む 17 日め 頭 明 け を ŋ て凄いない 15 棲 カュ 苦る L L 放装 L け

欠等 カン 声音 ŋ j. 題だ 出い でて 筆で 7 8 77 出り 责意 15 76 から 0) がばや が 身み

顿汤 る或人 0) \* 戲 わ を 捉 ŋ た

佐き野っ 城齊典山 風きは 講き 流き 男 開発や 間が快き もは、独語に大きない。 心光 なく 琴えと 新とが K そ 73 は男徒え 人公 聽 0) ¥, む る 憶力 رن دا 治 共 れ 当 所言 道野以い 藝術が 人 15 7 0 ٤ 0 0 をなった 明され 誠 になっ 形容 行 0 なく 世 在衞門なぞ皆心していの小夜衣双紙天保六點 傳記 15 典だだ 年収ま かず、 から に痛いい は L を 肩かた 來於此 當地 とく 文だと 感表 は誤ば 為 感か 街边 そ たる木を と明るが を叩た n をなら 馬俗以て人で 心服で 心 氣意 が は 0 B L 神に為た 上手 の道の 步 \$6 なっ ~ til れ はま を カン は < 文慶を尊敬、 今:情を なる 却で 3 0 故智 H 宴 オレ が には な 其章 80 0) 年の 常今斯 か 本意なられ 聞きく る 常性は 無也り んも 如き 0 0) き 0 当じ ŋ け 頭がない B き傳出 藝げ 相等 藝 10 事是 臭を縛らっ ŋ 0) 思想 違る 歌か を 招訪 L 道ぎ 文だけい 0) 黑湯 罵っ 仙艺 を な 75 を して 7 ٤ ば は 力> 0 ٤ き 0 N 解と 明 倒沒 る け H 伊い 上手 n 6 あ る L は 賀林 家か 敷。 座さ 止率 併禮 た は後非 ŋ ま 主 れ ٤ き 力。 7 氣 13 事品 れ 0 j. ま 17 江 0 カン L L な せて 7 ŋ 0 0 水門 いざる 文えと 大龍い 7 事 ば 深刻 何您 11 ŋ あ 10 15 カン む 馬世新光 無也 錦芝 る b を F わ 3

> んとす p 世 2 0 手で れ 7 わ TE \$ れ K だい 典は Ŧi. な 代に < 細さ 0 小意 菊き五 技 物為 を 0) 以き 郭智 らに って上手 0 チャーの過ぎん 75 がたいき ŋ -比心 発放 共る 0 ŋ す あげ ٤ ~ れ 往 ず 云"き 10 なく 11

り 伯は論え 典な 熟得なられる 事をな 眼が町を典で種に所きかなる V F 願性人と 0 2. 域望 す #1+4 ~ 2 なら 一人屋 たに聴き に髣髴 なる る B ŋ る 15 し。 武士大名俠 及ば 同だじ 0 to 清し伊い頡まが 入い 0 ず 階級 二烷烷 典は 水為東京預如 み あ 6 カン ch ず。 陵ら 神冷 K 90 ŋ 0 L たら 0 田だ 次郎長 得う て誠 5 7 を 0 2 8 彼究 典に 人物を舌頭 晚送 伯德 細さい たて きたか 質》 N L は りかきな KEE 客妓 き 3. -3 th 心に ٤ む 新舌種 よし を Ë 元は 即主其产 を 誠 \$ 4 忽まなと 0 女妻娑 に得る 以為 B 過 を ば は 10 0 0 今だり 傾は言 べんに 7 歩に ŋ け ٤ 2 好空 B 雖是 曲で 事 15 を 7 は を から 敵音 唯些無 前のあ 山意 聞き 计。 L 進さ は 活动 0) たき 0) 0 勿等 流 手品 片言集 技术 面目 伯特 212 H 0 8 暢 山美 判さ 态计 邪ぷ 変なな ば は ん事を 7 る 愛嬌も 所謂名人 然らば を聴者の 也。 4 な 至は 伯炔 決場 L らざる IJ れ 0 む 0 H 調等晚先 山泛 10 7 E L 3 3 な オレ 生智圓光 2 事程 \$ 0 あ を ŋ V

愉快 快点

なる。

YIZ \$ £ 10

戸見ら 愉

後

ے 50

0

人な

を除る

きて

ま

他汽

開雪

<

カン It

ず

~

る

事がなかな

frijb.

快力

たいさらに見えいました。

周世間章

人とおのでか

6

倒為

文慶

幸なない

小三

金紅

魔る

を

は

は備兩三

度とに

過す

害

ず

斯福度

非る老お

4

ま

1

北京 *†*-

ts

配げ 連紮 果結

L

0)

得さ 洲; 7

意心

1

る

虚のか

直数

0)

何先

する

B -0

82 そ

知し

る す き

用礼

礼

20 物品

其を

てのやなのなっ

一元は技

カュ

斯山 は

方言

棟梁た

を 0 愛えるまで

it

れ

元次氣

陸三 IJ

でし

p

流動と 岩波き

٤

3.

は

あ 0

ず

音艺

野に

¥,

湖岸

7

調等

71

武心

¥,

け E

ありろ

ŋ 松郎

0

0

人籍話

为

10

す

オレ

一种

ŋ

はいん

力と彩いいという 生に日本席を行る Fy. て 水き シミデ 下加 水馬馬 聞き ij 色色 てお 当 を はこ 琴九 行的 思教 傳を でな虚しない。あばれられば は H が馬琴は オレ 用" 11 肝し \$ 聞き 2 6 何處と 0 感觉 3 ず 心上 ŋ 漫に す 0 老さな 礼 Ish's 等的 る 12 處ところ et 9 比以 本 れ 宏 な 82 によい かい 處に 数げ け れ らき La 繪 老さまの行と 席を わ 筆ひれ

るべ

あ

n

15

技

76

0)

7)2

自

自

0

を

0

事此人 して近に

0

2

覺え

ŋ

を

生き

1.

を

間意

カ

44

功言

すぎ

又是

抽 1) 0

0)

な 振

の處自ら

悠然

ŋ

夷 30

如ミ體に 5

織があみ

0

ŋ 0 なけ

がは、

0)

11

6

な

如言

10 上 より たり 通情 年三 れ。 73 みて れば カン 失答草聯 げ n 那个 果はて 煎だ 冬命に 朝 から な 7 聞き 丁言の日 近点 き 0 1) 12 6 を 杜上 腹は ٤ 7 L わ 坦克 褄とり ば 日反魂丹賣 なく呑過 小湾店 五 今はは 好方 客來茶茶 - 7 弘 れ 旗き 力。 初時 生死多病な 候ら せ土瓶 亭花月 み出い 時は ば み n 更意 は 校毎眠に が絶句 0 ょ K 八中 に心に留か 7 7 快ない 變なり C ŋ Ti 知し 常流竹鑓湯沸火 祝に煎じて る老姉 響き 泥ご が ŋ 0 とす くなり なぞ口 きがが 目め た 裏を手 四十 類は 0 0 なり 1. 15 ŋ 年次に < むる 1= 腹片 な 用き 時持築 雨多 御い i カン ŋ æ 「ずさ 茶さの 好る मार 事是 7= L L 0 カン カン 家教 き ま 八中 今は カン i 草を 20 也。 K 降本 其為 なくて ٤ K J." ---代註 る 82 重^ 失等學 そ 13 が女日 夜常 りに す 7 3 春梦 そ 八殊更前茶 110 h 嶼 は腹痛 石に家かれた業は、 \$ る 驗め 3. 0 身みと 初紅 を 打過ぎ るあ た呑みる 出で け 8 ŋ 看か L 造 押込 废た ٤ 夏生 き る ŋ は 0 秋季痢り け 聞き な ح L 也 カン

> 思なった。 知し 红 行ゆく 3 3 修修 ほ 主 10 L み 情なき 7 今17 0 物点 は 11 昨意 な 3. 日.3 れ 3 7 れ ま は そ りなして 0 日小小学 11 2 日岩 < ٤ さん ときない衰

宿場へ 説多か れ た ŋ Æ 才 パ ッ サ して白髪にな とは 、蹉跎白髮年、誰知明  $\mathcal{V}$ が にこれ人口に 終清 驚き 7 いふ短篇に 膾き 炙 佛" する K 防腐西 鏡っちのうち \$ も書級 唐詩

3

小きな

発しが 魔應義 せし野 父きたり 初は る 食られ つき ば 3 を製ひ わ 突然烈 ため 野えも 料等 11 0 12 7 れ 感がず 髪未自か 味 風言 元为 至 わ K 7 しき痢で其の一 1113 る B な る 田た 來 其音 7 通ぎ 0 东 型, 取货 Lo 酒等を にはんか らず。 2 40 告 Z 利病に目れる 思想 强ひて 5 昨時日 去 TE 80 嗜な な な N 出いで 3 今时 な る 覺記 こそも三田のなる なんな 0 まざれば 而品 カン が バ N 6 代信 罪る 日本 数 \$ 3 校内に 6 及 0 粗さ 價を 過す 既を 0 なんぞり 他に 雨嘉 和心 恶 き 他 10 制造 降 E が とに わ 限り 取寄 月音 3 及智 な れ あり 110 ŋ 愛を有効 校的 さし 7 红 な まり なぞは HO. る 7 内" あ あ が 可原発等 染芒 H) 10 む 6 0 代言 0 きて 80 礼 北 夏东 すず 老的 を E 辨えは ば れ 0 45

日の心を の時方 3 一世 れ 走性 ょ n 大然陽 搾、 ŋ は 中多 夜よ 135-0 L 明点 ば 放法 1) が 食べ 7 如是 ろ + L 痛 ま が で 日尚 幾い が ざ 7 日か 5 む

付っわれは し賞が わが 月が押警 ľ. 戰艺 にて 機な様は は から 弱あ が ぞう 沙丁 よろし 題さ 々( 惠 家でに 段だに 老婆 州村主 聞法 ٤ 兢 は な む ٤ 0 俊 はこれ 醫 人と 35 \$L がら な 絕左 れ 形 do 々く は ١١١١١١ B きおりない 臨る南部が付 カン かい ば 0 検える 検える 外は が 父きは た いらず 話性 早時も 7 びらとく る 1) \$0. 外集問: る恐ろ 間がに かい 15 0 特多 一赤狗に ま ごそ 幸 と直様と 午っつ 畳がた ŋ 向等 なく 85 來 は にな のニ 住す L 10 3 此 B IJ L 何怎 2 け 药 カン 疲忍 家兴 頃。に 感染 して際い 华尔马 き れ 煙をを を前 弱 病の苦 5 红 云沿 カン 窓い 果って 30 B 1163 Mil U 置% 食い を呼られ ば Blit 樂也 世 H 召管 < 寝ねり き と暖 きて 0 使記 可不腹壁 る 雨点 局 命信 迎总 なる 17:12 手を i. Ł 3 を 0 力 年為歸於 た 반 上され カン 定意 ま にって あ B 1 ŋ ば 17 な 穏を F. 拉て (2) き 如是 細し 行的 ま IJ オレ ろ 旅 け 7 7 ŋ 容はれた 相告 りにえ 腹 IJ と思想 き ŋ け 知し れば、 3 む 早きも 知恵 52 15 け 社 n きて 下腹 82 かい 世

よそ人と 0 生 Mi 5 氣章 0 を 過す 2 0 身み

6

Ho

of.

何淫

わ

な

不ら肉等

次: 背きて 屋をなる せば ぎり 0 で生とも け 3. る き あ そ目 < は今の つる年 世上 0 ŋ H 事を記す He の人と まことに質 堅氣 入い 7 はけをば 3 度け IJ 世に小説家 すわが の日中も it れ 世よ 大久保 尾に 0 职是 なら む (2) 0 調は 0 身み 常品 質でに \$2 に感 れ人に 10 静電場の みて な ŋ < 0 0 不始末、観 虧 たまふ か、 れ B 7 日的 れ れむ 0 人に見 たま には なれば强ひても \$ はる 在あ ~ 0) 0 の矢管草目に 1 Lo ŋ ひしんも ほ 行狼籍勝 7 け 大学学さ 卵は等 化 の道 はほ 1 なく る き 合語 から 重 do 沙

んとす る 0 心 か 我和 不品 知,

.,2 . ---,

苦くの筋 分か見みわけ水まけ **北**克 湯 西洋に 如儿 綴らん が を れる カン は が変 かども 編站 す 國色 7 蔭が、 名篇性川漸く数ふるに追 かは 7 7 15 は近頃病多く 120 興家 出於 1= る 70 ŧ -7 其儘に書級り П ね さん事却 殊 0 あら 水、さ、 最荒 7 は 我 は ŀ マ は ば、 是非に 小意家 ~ 0 かく 身外 即在 0 紅葉山人が青葡萄  $\mathcal{Y}$ + オ し。 外状に 率に 心文藝俱 びいと 近き頃森田草平 カコ ブ ~ 九 ち 世紀 IJ n は 3 も篇中人物 ゲ たない 題だせ へ氣力 乏しる めは定め置く P 取员 ソ 0 を種類 ンが Ī たやすき業ならず。 迎朝 0) 木 **‡**6 111 ば我今更 7 初つ方より し テ 12 0 8 0) 一篇の 3 として長き から なぞと 作符 れが なく書出 篇% 作学 れし ル 十大 處は きわが 岩が みり ネ から 0 0 物為於 性格を とな 如き 月四 煤炉小 ŋ t きウ 稱法 から 漸 ŋ 0 ŋ おおりにはこれない 此二 3 ٤ ショルの ap 工 B 類於 7 栗り れて 究は to 0 用い N 0 其色 n なすこと た 奎 111-2 力> めい説き の小きに 體に 八風葉が 堪ふる でし江 テ ij 力> か Ł ŋ 7 15 権関は 0 る 7 す 12 行だ 取と 取肯 小さに 0 る わ 0 15

を被 矢筈早豊徒に男女や禁いという。 だかり りて藝者を見ん時、其人もし奏者 ŋ ŋ 敷き 3 カン つを寫す みたま むを得んや れ ٧ は ŋ 喰は 7 と女房 まひて其のな 身の 容 用がた IJ の前に 0 灯灯筒 人もし のだも 中大も喰は に出い 何をと な 处 し農労ならば 0 を種語 香 ん時、前 0 B ら血気の方にな話をす 衆と 11 事 なら 15 10 かかたくこれ 此言 \$0 変がまない 以う座がない 文元 ٤ 75

华艺 見<sup>み</sup>え 江を 卷\* す。 なり 孙 す れ ことばのいづみを見るに 銀がり Ž. こ の 草を き 会等学 た あ 八山临美成 植物で ある 草また ŋ 0) 0 ŋ は 0 る。 及是 日徒 ろ物の 如言 临美成 草の名。 御興草と < き刻き くきは U 10 投粉等に 「矢等草俗 が海鉄 ŋ は裂けて 如是 0 南 110.3 当 野性 呼ぶる。 食す 御學 -弘 おはなないのなっ の長続 げ () 花はを 萩莹 h いたいない の家や 7 0 證據 すかん 薬は 6 L 470 ようこ。 先生が衛典 US ば ŋ き後去か をば -( カン 正ら 云なん はなない 後日の 判された つに 0 炭を 分数形容

物の机器

U

現が

を清め筆を洗

或は古書の総絲の

切

れし 或はない

を

見る

日的

B

いと沈勝に立働

が、故意

て再

身を新橋の

数はいま

に置着 きて うく

見じ

元女に

歌舞を教

3.

行いる

20

重

カン

<

其

身み

0

晩節

を

5 B

た

る

た

\$

3

男女気

0

仲祭

0

の指

家の

立た

重

0

の頃は家の一

妻と

Ð

朝

即夕前

0)

支度を

は

B

聊かの暇ま

れば

は南北南のなる中で

K

鉢は

四点盆子の見ずの 露草車前 3 よく の裏手 る 土品 前法 加是 を 其. c ょ 洗き なぞと 甘き 少赤坂喰がながくない Ch ŋ 0 サーサルだか 並を 並言 打交 \$ 夢る 違が ろ 谷中 ٤ ŋ 0 de 土手 7 ~ 5 下たる。 多語 延の 程學 < 生だっず よく 道智 澤沙山党 Ti 0 0 刻書 あ ほ 探とり TE 2 7 0 ŋ 影形 來えに る 川岩 B

> は 0

そ

0)

人などぐ

0

健艾 知

康

ょ

٤

ŋ

そ

0

表なる

行命

を

る

15 15

7

を な

Š. わ

0 れ

念

心なき

世上

ば、や 化 近まけ ならざる わ ŋ 思想 開於 新に住す Ch が 其表 カン は -東京市中 机 は 0 年亡 其る る 0 矢等草 は 人去 8 0 0 大や 一東を 人是 秋學 Lo ŧ L 夜龍 生物 あ ŋ 沙 夜大久保を去。 其翌年草の世 B 7 7 0 0 IJ 生 許を を要が 閉事地 庭版 は そ わ ずる 聞き が 0 US 0 3 得で 家の 過々上 後の 1+ 雜 土手 に書 ば は ŋ B 酸園 初じ 芽め は の信息 庭紅 止 ŋ 82 V 再窓び 木工事 カン 摘 8 K ま 萬事傷心 築地地 ざる なく 0 10 也 T. 八个 前出い 雜草 歲 15 B 重なる ŋ K 0 0 B 0 獨樣 しもなく 夢問 た ٤ H る る 0 共言 頃湯 0 12 ~ な 8 h な 種語 ŋ 75 し L れ

情ながりに と家人 演えた 岸流ふに近記に と遠に 劇性 古言 たる 立治 る み。 中 たる K ŋ 7 年农 りただらいだい 美談が 6 日で 床さ -0 15 わ を改良なし意味ある がため < \$ 道智 れ 0 あ 7 宿り が 内 足た 我家 の誤解世 を 為た れ等6 しが 祀装 云 志を 知し 玄 カン 0 0 為たふ いぞか で 節か 食堂 8 を る オレ 00 I) 為た < 12 0 照高 ま る 8 0 行 苦 人などを 内容 孙。 110 出 み。 す L げ くきを求さ 上等 の薄が 0 0 3 を 程是 3 弘 其身す 茶や屋や り射るに 折りに 料等 それに 然がる な み 1 0 る 3 の誹謗 あら 理的 中には 0 経望 何答 ŋ \$ 116 行ゆけ T. 0 雨意 何答 事 Ł 8 15 0 心言 苦る 書はいい 引擎 地へ しんとす あ あ \ د ک 0 7 0 藝術 わ \$ 寒 降 なく 換 دم L 唯なけま 3 ŋ 弘 ず なし \$ 心さを恐 ざる 0 力》 る 4 カン 0 K カン は 青燥影 氣息 0 是がと 0 早時く な 夜よ な ~ b を 場 力 爐る 父 が如う L 12 ŋ to なく から あ 起艺 de de るできたが は、 入り 0 ぞ ば わ た カン 3 な 1 燈火あ れ 世上 元》 が き 8 今に 73 \$ 7 H 歩く 17 とくち 為 そは 15 是: ょ ij ょ 心 我想 お \$ れ 心地地 記記 粉號 も彼い ŋ II ŋ 地 尚落 0 國於 程度 不少 8 住家 L ま 取肯 0 ろ + を

中改 先送 生芯 気に於て 勇氣あら 秋常を 孙弘 あぐる る人とあ てなど る 0 ŋ ごま 日台 IE S なる 心に関す 如是 逢ひひ 拭きめ 心な 筆葉 0) ٤ す ぎ 種為 かき心地に < 0 È は 地 ٤ た な 0 取と 月二月の寒風に 作客百年多病獨 de de 勇氣 詩し ま Z す 7 我わ ŋ 館 る な ŋ カン ŦĴ ンとて とて 水 力 < č 0 U B を 15 ば 3 小病無」名 拙き著作の 度なく ŋ 水 れざる de 傾うさ 悪し つざる そ ح de 世世 ٤ 願語へ o car 何事も 0 上地 見れ 40 た れ な 5 季かっ 新。 來 力。 亦其 時折遠國 30 L 身に ts ほ 7 老杜が げに 文學雑誌 ち カン 8 20 玄 B ば Ho 即以 催出 打到 儘に 況だっそ り只首告 に書か る L 慮が 吹ふか 0 15 は な 憩 は 7 而自る け 社 なく 唯 き 打造 追泊 わ op Ch 登さ 自也 れて家に 扣 す 0 ば 登したにのほる 20 風かせ 日慢話の 12 高 U 程題 き節 見》 3 に 0 5 知ら 設ま を 下片 見當達 して K る わ 3 0 人共に 公布 B 迎訪 やか さく辛 B 3 を 沙 風 0 0 病 炎天 を正さ 見って 律り 5-學的 岡呂殿 入れれ Zy's 0 3 身み 相思 82 K 旬 外台 0 7 れ あ き 11 B きこ 人是 7 U 手 あ 0 気き 3 ば 志を さん親切 れ 3 ね t の議論 き C ŋ 女丈夫に 步 の萬里悲 味 涼な さる L ば ŋ 0 0 眼め わ L 如是 粝 を 11:3 無也 < 此学 き 80

11

カン

L

p

る

~

知し

0 ま 事 新 6 < 0 0 自己 111-2 なぐ を 10 ょ ŋ 言い 理り 7 流流 CA ŋ き 10 行 ٤ 出い < う る 3 十人七 8 0 及是

排告の

5.

\*

物料

0

4

新

開介 No

果は

敢か

き

ts

り身に

は

以に

0

か出

家は

0

為た

か気はす さ り け 0 新古 類版 初 一階なる 0 82 n 召包 0) 重 れ者と < の対象 事時 早はく 風堂 酸ケ ŋ わが 根ね 0 0 切 卸息 小說雜 四十 八重、 半纏に熱付の 下部 0 0 ぎし لے ک L ŋ 教場 女元北 書類に を わ は IJ て 谷門 7 が ず 二月のの 0 共そ 見み 額は 丸箭思ふ なり 30 机である K 書。 わ 4 の名な 华 地步 養生せ 來たり 海道地 ツ 礼 る わ の け 頃 上之 0 たぐ K L ŋ 83 0 延 書がる 0 讀書に 來 戯れに云 給前 ける せんとて 70 ょ 1) 15 中に豊國 0 ŋ 垂ら ŋ り切落を れ ば 1) を ŋ さま U は一時山下町のひとしたりりりウマチスに あ L 生ならずで 仇喜 な 折書棚 年七 何言 -1) 掛分 隔台 住 たる なる、 ŋ がには 修め 1 H 開付け 2 L 殊更 力。 女の前髪切り H る U. た B 鏡る が あ ば後庭 今時 西洋鉄手に取 ٤ る け か繪本時勢粧 ŋ 0 0 に突出 草雙紙繪本 なく讀み た積載 るを、 L 2 な 山紫 よく 0 る で、唐楼縞 こは過る で配に の手 0 八や な 製者も し前髪がり れ か to 出いを わ 妓ぎ ば 7 世 0 愛恵名なあ 日中 邊心家如 Ŋ が

> 臥ヶ谷\* のす 字。前を許さ 茶に順 T 打意 とは に連っ 驚き 毎ご のま 垂~の を 0 丸横町の 夜も わ 北湖 6 が きたる 端は も歌澤節 心で 夢學 れ が 7 家やに 立だ 町 花装 なら くし 知らず、からず、 ¥. 0 0 ささま を 事に らひに行くを常 殊意り 0 摘っ 芝口 O 1= たぐ な 孙 て夕草 形見ぞ 取与 7 0 5 0 我想 歌音が表 八やれ 其名 へ ないまままれたり。 されば 上京 破さ は IJ 加かな 龙 れ オレ 初夜過 たる 浄っる 何言 時等 た 重个 表令 かけて初めるが、 紙し は は、 الناء る頃の 200 < がいたわれ 指 其言 0) オレ わ 如言 が

7

からに八重申 さり 勸さの B る + む哀喜 事是 0 あ L れ な るさかずを わ 改造は が 7 2 は ŋ が 明象 0 かな 0 L 却かの は 其法 7 ~ 勸さ 4. き 老 取とはわ 其海身 製は 73 む は は 幾年月人 昔なよ 醫師 ٤ ま 3 されず、 よく 藥 てはなり れていから ŋ 知し 対さて は 大学の 心是 1) とは 家に き たり 8 酒興を 湯かき Mr. ふる つ 危点 知し りだった IJ てあまらか 録から 香か 7 n 0 保は き ~ を 養ないから 13 Ŋ 酒等 目的 4. 15 0 が めくる家葉 給金 なら 1= ope 遊季 3 智志 逢かせ 红 () み びし し故紫 ts 法法 何等 ん 7 \$ 5 頃 ( 0 た ٤

> 草取寄 悪る家にした 限な きを忍び ず ŋ。 緩れ 煎だ あ ま 川多 3 参ら ~ 2 事品 ٤ た あ す る l) カン 直に人と 17 ま) 欠等草今 から オレ 中部 未放 を 聊いき 籍首 4 矢を句質の

向我

のき

10

のが

0

母島呼

學云

頻り

0

小三

如きの地で、何を変えない。 をなだ 初世 ブカけ き心地、何 にてよし。 る 8 わ 川た事を き 7 オレ th なり 生皇 ば 其後は IJ 7 れ がえか 好る は 0 とな 葛松 煎幾 深今 みぬの。 礼 ば、 風か け < 唐を例を 郷がごちし 不 我想 夜なんない 妙等 ŋ の経言が 身 振的 ts 沈えく る炭火 さら \$ が 折等 L 0 たる書流 に辛 存の 15 3 な B B 吹言 オレ ぞ 2 深かけ 起き < 0 あ し孤然 扇なし ア る が 渡れの中部 を 江 ŧ ح る の悪なってフ 下生感的時等煎艾 から

t

芍品 矢管草は 楽の八で き ~ 八八重 花というできる 0 樂草 八重に誘は、いぎな 寸見たる ねて 摘 世上 to 15 早くも れて 0) 病は 時等 共きの 上で 技を .其. 程修 0) 葉造に 用き ٤ 8 力。 處した なく 1) 2 人い 1) 似にけ 癒えけ 草珍 3 1) 0 あり 4 梅? ij わ 雨响 0 オレ 徴い は

植

5

0

竹格 づざる

0

知

る

から

所といる

力なる

\$

0 きて 女にあ 2 讀法 深刻 下注 L 其る It 0) 3 身み 才気 元 0 母は あ ま 上之 L 0 ょ 此三 0 奎 do 問上 废祭 0 全なった 5 0 好人 ナニ 111-2 ま

行等草 L 坡は 法門多 から 01 (重竹柏園 事をな によるぞか 言語 譯ななど < 0 手游 0 を見其 頃 游室 な 8 び 四 < 谷中 7 7 手での に移住 利わ 歌办 得 子なられ 願う L 逸家 を 致治 學家 72 み が 造い L ŋ 7 25 H 0 よ L 何語 は 久なさ B し 日頃気が き 東き以い す K 7

互に秘置 然るに きみ八で 鼓で す。 ら張は 0 さけ ろ なる 人に 重个 3 とは ŋ 0 燈が大わ 家以 夜す 0 3 に殊 < な き \$ 0 ぞ被な け が ŋ は 0 の大知らざるなのでに養る茶の る 5 ŋ 手で 7 れ トニか 3 押ず 文反古取出-るを、 0 ŋ みも 礼 0 人とは 人是 わ 火桶か 所なる 0 れ 0 の味は 心心でいるか 大廈 妻と二人して 0 it 15 新なか を嘆た ŋ ح 恩高樓を家し して讀返 0 ح " E 75 0 紅紅樓 寢和 みて 世よ K る 使の緑河に 屋中 よる。 を る 0 清福限無 治は 影か から とする 6 L d, 木品 な 初 な が ٤ ぼ ŋ

かる るを 頃をあら 摺 る 主 文が築ち 自らう 34 りて も亦家を外と 眼点 ざる る 居る 0 孙 庭 7 3 知らざる たり 30 折个 近頃西洋紙に Lo B 竹店 なるか 厭 L 酸さ わ はず わ よ 白管 か、八重今は れ 所さ が物 ŋ 白かか 馬銀鞍 幾いで 竹村 ٤ 5 書かく 萬紀 となく之を バ 來意 Z, 0 ŋ 準等 红 ン ん。 予走ら 持ち が 結撃び 京言 福からから け 摺する + 0 0 て議論 手を板は 罪は 3 先業ま 0 紅 ろ 所言ふ 力。 15

日かに

お具動からず、 花芸 何かに して讀み が為ため 0 應り ば TE 中で を 7 よ ŋ よき、 暇ないとま あ 4 0 日本家居心に関する。 家やに だ れ ば 肥気 る ば き たる 根物 料 蒔意 あ よ を掘り な カン は き 繪 z 亡父 の金銀 カン < 如いや 學 ŋ 何にす , 八重は、 IJ 4 ŋ ね ば 堆る 用き 班拉 17 て カン 0 よ 遊遊線、 能計 來 す 0 遺っ 朱品 73 1) 0 追し給ひ 春 < 洗き 海泉 わ れ ひ落 0 オドル 3 盆香 いふ類な れ 3 8 多 香合杯その 底深 を助けて 砂芸 \* かう ŋ かほら を拭き 0 す L 盆流 書籍 1/13 には 4 清意 10 歳は 精盆栽文房 • 漢かん 種品 家を 八 如い 0 む 0 終弘 梅がは れ 1112 問行 る 何か やら 書と庭的と 百つ はと問かの問が H; 111.78 郷は け 11 す 10 カン 11 如い 12 0

生前自 が交 九 it 此 選言 3 0 上之 たく ま 2 物勢 其是 当 計し 人公 稿か 7-來 ŋ 步 0 外上 焦い

礼

L

遊すのび如 5 如是 休道詩は き 暖汽春品 野かる S. 波は鳥 け 一步無 3 0 面が心を 人になれた 中东時空 詩 站二 花装晚台 ネ 語し 三克 艷 友 城外 面於暗然 分儿 得5 る をな 真と關え 先事 過ぎ ŋ 個手 舟き 從 0 紫作 温 化 國門迎春 へ曾て 禁 妓さ 鄉此堤。 15 水洞 中國

絕

西的

时的

17

食が

古巴

難な

班.5

EÏ

手让

答:

掺る

酒品

機に

测党

橋け L 0 如是 昨南京 如是相意麗語作為 多情 ま \* 能くわ 鍋油 る 鄉是 から あ 000 から 傾以 記書 IJ ---施き 信物 城市北京 多的 絶ぎ 亭に す 種品 看出 恨 る 銀売が 不是妖意桃意蘭兒 なり 信等 参L 花台 房禁 に解れ 0 小芸がい 冶紫桃等别言 現気に 徐よ 正春閘。 畫" 城南新 呼台 四上 筆を 明祖とよ 裏人 時の | ある 春

す。 涙さそは へて 海里~ 世世 12 0 わ 如い 家名を 過ち れ [] 夢と悟 れ 何か ば 緣 家を 人に を持たがぎ 世 7 IJ 1) 事 不 力》 此二 B は む 人は云ふなる とをつ れ 妓ぎ 心。期間 < 0 初片 82 ばく 手 (本) 罪 深意 江 元 82 3 明堂 愛花 る わ ま ょ なく 素より 75 け 力》 重如 直貨輕勢 1) ŋt 15. 当 世よ 何等唯語 妓\* ま 0 凄, 0) 事上 等 製まり を 計場 \$ を 3 年も宿ま事業 0

废祭 言いは 臨聴義 次 ŋ なるべ 虚さま は K 82 0 温泉の 銀河 禁む あ んと 朝き塾は C 九 職等 人い 2 0 す 好法 る れ op ع 0 は 80 懐か出で 打事 2 だけ 松号 を 0 に過 排計 趣品 ち 中毒 議生 以る " Ti < 論え 同際に腹痛 鮮かか き 紳士 胸な -な カ ち ٤ る 毛 E 丰 思給 0 ならんと 夜番ん 0 0 を 水ばり 易な 吹ぶ 40 よ懐焼よ き Ho は 0 IF. 嘆息 拍於 1" 1) な 面 ` 子木 T 飛ん 限室 す に置据る質 6 らず す る 温至 カン 是を 为 聞き ع 步 も誠と 麥汽 熊 な わ 石智 以為 춍 から を

> に腹端を 数さた 死と が なぞ L そ ち 角か 立言 ぼ 取肯 友と ts 編分 騷 越苦 帰る る れ る ま 出品 }} ば 82 勤; 勞如 如 輕 何いも時で唯なく 0 き約中中 時間 间如 0 4 0 重なかせん 気が たこ 大灌 け おく たん 申を後に出る。 わ 久 れ 保 け ば なく 雨意 0 き 勝な ょ が一角で さればいちま 降か 6 ŋ 红 遊技 らば なし は 札龙 T Fo 0 興 田で 进品 B き 岩。 打印 教授 de de な ま 0 カン 會 7 0 消き 其方 中夏 遠道 Es 5 時長 親是 N H 主 雨

控える 人是 な れ の変なが ば、 70 电影 15 2 の頭に霜置 6 け を断ち、 0 E 外沿地 ٤ 元か, ルしたら U \$ なく 73 新 0 が 整に妨げる わ E Ł 0 强ひ な オレ 2 1) は 引擎を 誠意 け 7 質まさ 自なるか る 15 12 计 apo ば 5 5 気気に る 世上 8 0 を 周蒙 7 では、 45.2 世 虚な か ٤ ば け 8

第言

咄な

け Ł 7

n

ば

今ま

0

き

7 を

池景

む

下上座

を清ま

床さ

()

間ま

軸を 心さる

of

屋や

先艺

代志

0

は

想意な

1) カン

け 3

る

山土

頼ら主な人

do から

谷記

を

わ

ŋ

20

Đ

L

金子

新館

八 P

カン

を

オレ

-

我们

0

み

の一人腹戸

0

カン

げ

10

の露持つ

風か

露ゆ

Z

0 0

織い 肌比

衣

を

込こ

2

常に

足た

を 7

は

夜少

しく深け

カン

7

る

見み

れば欄干に近

0 0 3

涡か

冷き

B

0 0

は

口多

入いる

能 なり

き

な 7

ŋ 悲欢

0

L

思想

は

ね

2.

0

情

を恐

夏

れ

0

孙

\$

人並

0

ŋ

红

0

れ

夕涼に

出

ゎ

れ 田で

であるとき

氣き

0 0 来ぬ

き み

カン は

12

利えか な 親と我やぞ しが 田 多品 0 当 す 出いず 程度八やり 重^ -6 な は 7 が順情の 生き ひ介 1) 8 < ŋ B くまなるな なば 女のをかな 易 ウ を ありて 大久保 は 地を形をび チ 虚さ からじま 71 0 نص 0 既さ 新橋に حد الله 選言 0 が表さ 3 do 里是 ま TX 学? 馴な 0) 際居金子の 世上 t 十七 師にいいかのから 埋多 癒えて 路等 染 め 夢思 8 を ŋ 早等 越さ H 0 を ん新に L 札を 衰 よ え カン 0 سع 11% に苦る ŋ や掲げ橋 ap わ 曷 から 0 0 思ないと 老さは人だけで L 身み 初世 V から 0 N 15 カン 25

家は其長兵 左さ相きや 朝皇皇 園か ま 立 0 夫ふ ち 111-4 0 Ł 時等 話わ 主 初 庭街 ŋ -} と仲人に 事是 7 金子 地揚 456 月 Ł げ の次になり、八百屋産業の、海となり提選に出で産ぶ情元の三絃をよくし又字 新き たの 上臺 IJ を 0 110 2 82 山奈の 0 0 I 根如 意金の子 谷 低かり 0 は 前年江 ぎ 八个 0 刊意 な 寅 70 111,5 四。姚多 市宝度 百世 為た

松から 日告 0 的賣 柳 日ひ 發克 一幅を對る 暑よ 夕陽烈 を を カン け Ł 共高 L き 0 110 1) 1115 け 0 谷 24 吾泉の 0 遠多 が 為产光的 80

日々看端 父をい Ha から 80 . わ け す カン 植党(意 から る な 世 事を 活るは 7 護に 3. ŋ 間ま 頃。 人學 わ 心かったかって 知山 來說 よ が 0 0 がは、 軸を ŋ ij 1) 書物. 至 儘 わ 世 0 排办 其を が 4, H ょ 2 殊品 席書 ŋ き。 3 る 勝 立等 迎太人 小湯 わ 0 府 去歲 連りなか 八个 杜片 な れ · 旅艺 重^ 折 K 3 米さ 過去賞 事品 青 を 炉产 加台 が U 阿里 病器 3. 82 何等 校 伏与 1/2 母時 京 11 K 狎な 書家 給金 け 11 U ×. 既言 H る 15 100 2. n 高等或書に

といい

人是

付

っ言草を耳にいる言葉を取にい

補いなば

を収む

樂な耀う

む餅 心でのはる中で

1. 0

を

見じ 稚きな を B 75 折着 より K る 題い は かい 扨き 漸ら な 10 to 家かるま き 背世 0 えたた 0 中意 おりなりなりなりなりなりなりなりなりません。 8 6 る わ たる p が 7 が を 家でに 究言 ま 老於 7 を待 知し 8 100 所謂 IJ 2 來意 れ 父き 日本 3 ŋ 0 2 な 手で 1 东 7 カン 道具 3 H -0 よ to 後 る は ŋ の放う 鬼角家 だき いれ は わ を 0 から

住すの

も

+=

Ł

ŋ

L

こそら

it

0

數意着の とす ざる れ 心欲情 とす。 ば 3 0 FC る 377 ば 時等 製 至岩 から 0 愛的 作品 人是 心 衣い を わ 妻 私服食 と以て する心を は詩 ŋ れ は 东 いも今まで 極る 遂? 2 其を ざら 我がにま る 0 3. を 虚さる 最も て取り は 赋予 ~ n んとす 生活が L 当 な 小等 ŋ 扱はか 説き 过 網点 料き L 2 理り 0 な を カン を 切当 0 0 を \*作? 滿足, でく思想 ま 我記 L カン、く 75 進えん 藝艺 きっ 事是 る 0 は Ŋ 制於術學 を 劇當 を 塗る 事是 21. をかかっち Ci 感觉 欲 にはす 品交 も感じ 外か 作 75 を. 我想 0 2 ず \$L た 0 生涯 受信の 0 とる ŋ む み 一撃撃を 要的 事に然らざ 藝術な のう 7 人思 中喜 見み を \* 家公 8 2 K

類為 菜語 荷脂 疏音 な -) E カン る 稱山 按 きに 美流 i. す 西言 此心心 我想 洋言 す it 國於 也 7 0 料势 0) 世界に 10 遇る里? 7., TJ. + 82 ず。 連ぎ 東京 きむ 難心 支がな に富さ 7 そ 初也 0 3 83 和此 7 る

8

家かに

心はあが

加加加

110

重个

Styt=

年

功多 は

15 EL

1) が

初生

下办

供き

L 世

淺雲に

ti 教

加島 南 が 重~ 0

春花秋月谷 住きらず 居る作品 わが 貧な 秋月獨石 自らか 却合 常常 3 生活に なす 0 可べ 安かに 別 瓦礫に均 富者の カン を以き ず 何答 關か る ず、 虚あらば 0 -7 知し 4 費を 6 L 金殿玉樓も 0 分 き カン る たる詩となる 深是 要せん 又全 ~ 刻分 し。 活いり 情智 もこと < 遺典詩 き 裏露い 致 裏露地の住物が衣食 なく 何是事 んば 情

苗、後には 発き 屋こかせせ 前だの 易い Ho よく に乾か 日宝 獨強 の喇叭 類 わ 관 わ 草を食いていた 頃 す 数す が が R 時音 虚るいま 書に加さ 好る 步位 わ 家 力。 地 入相思 みて 園 ず 0) れ 庫 1112 從於 獨う菜に を慰む。 0 K 0 は 塀を蹴り 蜀山人 出 0 元 0 五. 手で 田舍 を より 鐘数 五月早のはづ 8 0 芋ど 金盤さし 皆然 た 0 紳士 人 殿手よく之を摘みる間房の料となす 破影 3 何先 餘よ わ が文集 づ 恐克 百帅 3 韻 房等 が 0 る。 れ 合为 0 也。 庭 風ふ を 10 奥様を 情が 古な 蚊があり 開か 料 匮? 不あり 紫蘇、 款本冬、 から L あ ŋ 1) りらんか は貧乏御 往り襲き來は 6 ず 2 山荒椒等 然れれ 芹 調うに 3 一月春 0 家は軍人に馬は市場 足を 別ない 0 味 かども 丸能が 然か 行になる 5 のれど 0 柳《 はケ 0 葱 1( 40 屋 谷中 わ 祀c 跋号門気 を

B

変角藕子 料智 ず。 果質の 理り 菜品 0) 0 特特 珍学 ٤ 丁签 筒等の外も 色 と無介に き なら \$ 0 多点 it 美なる わ オレ 4又多く 英流 多龍其子 至い 寺 0) -) は他たてはたない自然 茶に

食を模な 料を責ごを表すのからない。 越ったまった 樓を其を や食器とし 西洋支那 の真な大きの複な大きと箸 ŋ 金器 及是 法等 香物を 候様大抵同い 其質堅牢に 小處ならず。 7 器 0 力 0 離れ變分化 0 物ぎ 質ら 清は 0 は大特を 花落 給 調ぎ ざる 食 0 22 ٤ 洒岩 遇力 和わ 風言 器 03 擇作 0 對於 0 の色と似に照ち O 0 都金銀珠玉を以て知なる亦大に誇る き L 0 椀に 夏には夏な教様 夏等に を 刺芦 洋人銀 て其形の 我では が 如是 趣意 File 12 如是 たり L 術等 意かを 8 虚も を < カミ 緊急 る Q 又思る 赤常 風言 n 0 0 用きそのい ŋ 丸箸を 我認 F." 肉でさ 光麗 of 冬分 3 懷 O E 0 九 K 如い B 如いの一盃は何な如い盤は 谷には る 12 料き理り あ 何党 0 四 K を なる 冬ら 事是 膳光 6 時じ 之を製い 0 西高 以 用智 暦部に 0 とこれを盛 2 III E 我想 洋支 t 元 を 20 足た を親は 選擇 最上の る消人悲んな に盛 ریمی ŋ 通言 國心 ょ 3 於け 那な 7 の如う ŋ は活 於語目に 其そ T 翡 の食 我なる 其 < 禮ななま

女學生 盃等 持 ŋ は 0 ず、 け 腹を き ŋ れ か 生意 世よ 海を ば、 迷茫 0 先言 ŋ 為た 朝夕 女が 中か 0 8 る 盆栽 新夫人 ----がしい 0 \$ 度に二つよき の 掃除に主人が愛玩の什器を を まり、 きょみ にき な というできません。 これの 院 は 女學生が 體操仕込の 院 8 調賞世 解袂に は を記 顧力 ナジ た被引折ら 教育 c が災厄 事是 育な がはな れ を 11 発れ る B 哨袋 7 0 腹なか 受う 施を表する た 0 ŋ lt 迷茫 L

+

親と卑い露き親と類としは、成を 0 陽電 II 親是 む域を あ た は 0 祝ら L 奥様 我がが 同等 れ き 女皇 向等 ば 0 H.s 心是 なり は ع 北北 が 割ななな 御嬢樣方却 0 け わ b 野合 れ等極人が き 北世 等ら なぞか ŋ 八\* 話わ 然れれ け 6 が 此の変 人との ŋ 0 ક 0 手で ども 事々しくる ŋ け 秋草 まじ L Ö 婚後 8 事に見 身分が 告 3> 111-2 p たちまちす には情知と -がる小説 ば、 御迷惑 を は 日出度た 通知な かかいり 見み って 改是 過ぎ 計 八节 な 5 8 重 6 致治 L ŋ ひて諸處 とて 7 は 家加 ~ 82 る 3 人のみ 無な物の変を動き ŋ 口套 ٤ 被ひ れ やか 物部記 なば 世よ 露ろう 22 L ٤ 0

15

たくはない。 地するも 山宝変なのかげ 毎に 涼縁日 7 夏多る 脚克 る 苦るさ る 穩然 町書 0) L 初時 7 更に 手で L n き 0 折貨 なかる 2 ŋ 冬富 な E, 住民 學聞 は げ B 0 ts 15 0 は 明ない 0 地 ぞ ŋ < 短く長火鉢置 居を 町等 \* 川當 L. な て小鳥の E. よき は なり 1112 144 町書 ( 3 ている歩きない し。 0) 月から は絶えず土る く晴々しく、 0 中がは 手 0 な 夕祭 -) 光終日斜にさずな 禮な時を 行く 手で の摩え けて の住居こそ夏 人公 れ な += ほ 0 ば ば け 11 L 0 庭証 さこそ。 俄に夕餉 it 建さ の鱗雲打跳 ん杯思ふ な 任 月ち 樹じ まり 春に どに落葉に き 0 は 1 込 木多な が は木々の葉落か ぞ 不の間 書がる かけ 家中 香油 む 翻点 製多のは 背薫じてい b 家公 it かにさら の鬼 7 ま は ~ れ 庭臣 支度待 却かって 8 村ち つて 0 は H け ば TI 夕河岸の旅 折货 窓とも 不5 7 れど、 ŋ 1112 0 鶴鶴四十雀 物干毫の夜 の腐る」植込 販売 冬品と 虚ぐ 簡だで 待 ほ ど志 露時 世 L 0 B 兼 焦ぎく が の小鰺 地震 上ま 変が 0 な 82 は夏等 雨夜 る心に 北 げ 故堂 Ŋ 思蒙 かい 15 ち 82 が句

障が検に 明くまかる ŋ 側なぞ時に 0 3 障が子 なり 話は處く は 都公 何と 0 たる 時代つきては皆新り いと白き 0 やら きて節色に K きもも き 糊帘 て庭 × 5 の包で 張特 すま 0 15 樹 黑系 8 0 ŋ して 影小 孙 0 失う 今は 座さ 中 和 ざる 輝か 鳥 殿 た も常 0 ŋ ŋ 家公 飛さ IF た K どに 家公 ぶぶ影響 L 3 0 ŋ 0 2

は

梅

機

ち

終先等

K

は

南天

0

質

石炉管

0

花法

離れた

石遊花

吹き

用い

落葉

とりに

3

0

磨3

早やや

珍

しらは

20:

裏。庭話

ので

井る

0

ほの

幸に除生 に逢かける 夏の 毎き割っ 事なり 新たらし ず ながら 定され ょ 5 炒 る おめれておない ŋ 3 o 程施か 12 に初冬のは 中化 冬は 冬部 7 き 地 0 同意 op 障子 なるタッ が 而影 は 仁舞ひ込み 去ななの 如言 桐育 き Ľ y. カン ts を保ち かきん掛けて タルシッかせ 朝被 し け 心 书 0 ŋ 別なれ 0) 處に 火航 ってこ 地 7 Ho 紅家 君蒙 冬か 久さ す めて 12 置が たる こムに又何 と言葉も たる 映う 3 B しく たない 火ひ ŋ 爐っ de すこ 掘ゑ 1) 外鉢見る よく 背が入れ 今年も 見ざ 竹を 0 7-人の光り 置なが op は る 东 の塵に大分 0 批 ij ょ 鳴き 75 カュ 12 of. る存所窓 力》 き込 烂、 l) L 亦等 L 13 た 7 け 3 3 家か 74 亦美 ŋ 0 た 宛ら 形结 婚礼 わ 22 か 財風 き 作る かい 何答 心心地 カュ L \* 1) 友江 再び週 弘 る火 き心地 沙水 200 护言 光 11. 知艺 去年在 我も亦き なぞを 礼 澤う ま 孙 魚子だか **江ときが** もつか 75 鲜 -0 -0 0 は ŋ な

想きける 打挽へ たる名吟 ٤ 专 世 冬本 桐肯 33 れ 來 柳台 カコ 5 順数 7 な 3 6 2 らず 即行 け op 12 れ 火鉢を見て 是世 巧言 興 文 れ ま 是非に ば 何 ch た 0 所なく 左き 0 我和 な 句く 去卷 各 0 址 0 出い 其の 何答 カン 如臣 也 7 カン L 0 ざる苦 力力 形たち を得る 冬江 繪名 7 古火 を を 而太 FIZ す カン ¥, 庵さん 其そ 机 ŧ たる 3 一 主人造帖一 句人 0 H 0 E を 11:2 る 侧震 意 を盡 何德 K 題言 あ 1) 4 4 併芸 ŋ ŀ L

んな

事

は

度と 力 2

商

0

3

は

11 どうでも

引込んだり

致にす

0 藏竹

者

が

なく して 祖方

ば

時等

0)

素

人と

ば

共高

人登に

垄

L.

y) 運なり。

11:2

0

Ha

其心

口口

金銭

田入帳書く事

82

から なら Ł

故當

遠ふない。

故當なる

カン らず。 北三 を 於福 る。 V T 話性 力 の種多く持つ身とか無事石橋を歩むる っとは \$ 0 なる 7 知し

者は著るなが、 波は 洗 そと L くさ 人人人 UF 0 た學 之を下げ 裁计 鑑礼返上致 者そ 句 中な 度<sup>と</sup>は 没常ならず。 口名 0 して祭むべ 0 かし 撃忙を 人なり 口多 如さん達それ 0 L ょ 15 TE ٤ 朋電い は ちまつたよと、 は りまだ消えも は鳥子の いて L 防室 子 人い 0 が 際所でもかる 見み き る cop 九隻 0 鮮る B 古第 少さ 15. 0 が為た のに 旦那 あ V ĺ 制性を 0 ば 飽き 殊品 ば do b カン 8 は る 勝りの で 見 み 還か 泣な ず L を H 杉 学院 B な 上沙 自し 7 る 82 4 0 る < 容息 とめ にて され 願語 たり th を れ の人情 U 謂い 經 はなはだひんびん 經ざれば再 笑力 早時 付けけ を ば 1t 7 そんじよ 其 たり B て足を なる。 まる男 す。 き 新役で でして 0 な役 あ B 噂さ ど 7 直才 な ば 3 知し 3 5

よし。 7 行的 事是 人怎 李 初記 たー 間等 (" ~ なり عص 0 力》 6. 違なら たひと 15 世 る 8 82 カン 清寺 年十 は高 から 度と -[: 82 な 15 七去の 學者 将ま カン 0 出 IJ E 藝艺 んと。 ぎり るは 主版 殊品 教権に 之れをなった 者引 なり。 となっ 勝したら 0 を過 やらに子の 大法 氣き 豊かい 办 0 ぎて 赤だない みに せて 取と のことは 男き 男を あ る 女房に 日本の 0 & りて の思想 度と 20 顔に のて身を 0 2 及的賣 くで 大智 な野菜 祭し 1 泥艺 遗物 素しろう 何かか を心 人之 ź ŋ なぞ 見みて 7 --2 落 る 0 な 事をあ ち 8 ッ 4 心意 11 5 る た 1= 0 5 なら 女先 れば が課 大震 る な よる 力》 10 事 き が 43-は

後指さ 営事な 遠見大き n) o 故堂べ す Z) 驳? 0 き i) o 故之 我 n to 知し するも 舒な 咄なり。 慢な 何言 持参金つきの 2 0 れ が れ るる答な 主族 ŋ あ Z. 0 7 は言ふ。 着物 連? 0 0 まで 添 素しるうと 癇塩も 萬事さばけて B 5. 者たる値打 では気 素人と of. 3 ŋ あたる れ 0 なら にそら 者を 25元 0 7 珍ら耀系 do 0 L 費つ ば 5 不込み 際ない たも 0 何言 カン が J. の味を 入い 1+ 82 あ んやうに 萬事 處に 機: 州世 見以 立等 红 仕 る 問親類 嫌ば 酸力 なり 7 カン 縣的 思な るるべ 0 を 11 要含 直信 ガミ 80 \$ 岩 4 あ

孔気が、其の原子は

1117

事心度

0

PED .It

女をふ

及智

ريه ŋ

明德

事をよ 上现 なり

亦其

人なと

其

よつて論ず

3

管学 き غ た 甘堂 3 ば商賣の芸 ŋ 一人に從ふ 家に從け たし。 素がが 質なな 人と其を 0 7 3 從言 女中に從は やらに見ゆ 75 れ B 0 目出 身を教徒 はざれば今の處日 る。 場送 れば第 かを #6 たるべ < 容 奏者氣隨氣儘 勝手次第に 合き 南空 則旦那 選ぶ とから Car. とに 元 に從 君の ば素人 ٤ なら っする 15 因つて之を ね れ 亦 人に役ぶ ども 111-1 き ば は 化を 問沈 八の苦樂共 女先 p 82 なら 0 ね 從はが 所言 に生ず。 に從ってい さにあ は なり ば へなり 各がなの人 本にては女の 此 82 な との + 0 礼 ね to b ば夢、 同意 唯意 其章 ば ŋ III 9 82 ず、元島 なら 0 0 相等 じく な 行四 あ 足を洗き 九 共の 人是 ŋ カン 可办 遊 ŋ ŋ -郊沿地 たる ねば 0 82 0 商物 是北愛嬌商 日を送り 任师 He 皆其 な 賣 を いつて素人 先等 は立ち ŋ なら 望のに 其を o なる。 0 な 0 跙 支 1) 0 基を 松力 人是 82 ŋ れ 2

やに済まし たと \$6 0 に暖 拥居 S L 7 進さ Hill

商

到已

ただる

K れ 4 ず。 ま た花は 看賞 K たる 手で わ なし のこと が 敢て喋々の辞ん が 晩だる 届品 きけ とを云々せず。さ 0 膳をし を. 要せず。 て常 れ上の花瓶永へは八重去つてよりわ 詩し 趣品 外はい も痒翁 に富 6 わ ま

## **+**

15 事を な る な 0 なり。 を追 ŋ 實線とさ 綴 が 故愛 ŋ に入らざる 新聞が は 15 作者と 我家を去り を讀者諸君の へ銘打てば下手な小説もと、 一覧が かた きょきった きょう へた きょきった がらいだらい cope れ かぬ長淡議 矢や る 人等草 かのも 40 0 議に ゎ 0 夫れ果し 2 れ 精ん 又何が 0 み、耽済 せん 2 ح ょ 3. F 故望

## 十四四

邊に所用す は 田。 を 初音 あ 3 夜をふ で甲寅 とづれし つて 待 主人の 朝を頃を 0 髪なら 頃 年亡 L K ٤ 过 づざり 車を いつも より は 摹《 1) な れ 家を出 頂戴 を待ま 1 ŋ 7 が なが け 家 ŋ 何数Sa 6 6 內有 四方 충 神念築地 日号 年も ŋ 山堂 となく わ B け の話 れ芝は 1 no 0

煌々と輝きて、二人が日は既に家には在らざりき 折りな の大きなるな 寂然とし かぎ T Z 思ひし 御新造 事の容 家か が ならず 7 は る 何處より、 故歸 わ 易い れ 唐机の なら ば 3 は 0 唐机の上 御風呂めしあり。初め、 藤間が弟子の 北 在も 召台 \$2 山中越さ とも 70 使品 は Š. 驚き 知し 小 上の封書開 ŋ かず、大方部 日頃食卓に用るし 節行 て九 け 小さ れ 電話にて今夜は 妙の ŋ Z. 人怎 ぬと告げけ とに遊ぎ しわが歸る くに 鍵を添 の茶 お出掛け 亦 橋あ 好の 及び 0 ŋ る て一通言 なら を見る -が、共活 紫檀な火を 初は ŋ 初 150 な 80 6 7 ŋ II ~

## 十五

樂可なりなりなりなりなり 扇があると 案投首煙等 らざる所 隨處 そ は既に名取なり つて 0 の旗亭に八重を 矢皆早の後編を 年亡 香雪軒可なり緑屋 拉左 Ö ٤. 製作 つ よく り身とは りません ŋ て陥こま 12 頃れて ح 然がるに な れ 知ら よ 重 れ ŋ る は 82 に河東を修 五年 本題に入らざる る な < またあし 作者俄 no 事を 0 親是 0 一振り 3 しく 望のぞ 好き 10 問さ K" む あ 2 からざる 惑ら 6 0 7 3 粋容も 再だび 聞きず はど 記録は 7 ~ 喜 舞 思しか

も田舎議員の如く怒號する事をといる。 凡そ人其言 機能するにお 亦思って 何党 其所思 語な彼の女子 b 住むや ニュッツ 凡皇 を 心を そ人其思ふ所を 教を を わ が 罪スな 立した 0 欲為 時時 作るま 及なば 宁 世 弘 0 むべき 0 情後 の道を cop. 向意 歌かか、 わ つて 9 傳記 を記さ ウ 曲 れ へんと 矢館に告え 代註 近頃人より小明 事を ラ るに低い 田た…、恪気と金 B 乏し 要等 は 43-自し無暗に 明後えるの仔細な からざるべ や必ずし なる

## 十六

には結ぶ 是世 非の 昨該を 日本 樹だ 橋が下か 或な み。 ~ 0 N た 種的也 け は農角に攀ちて 1 p 彼だに いて す れ 沙竹 青い %に 7 つに 3 4 施当 活き to 春 8 達ち 15 7 7 す れ + ま 0 年製作事 かい do. 彼びば あ 4 我が何符 らず。波は 多品 んと Ch ٤ から 題と な あ 0 ば河身 15 過去 す ŋ し、一度足踏みす ひ W たじなつ れ 一世を渡り The to ども流然な ٤ ح ラスなべ そ に其道を求 流流 4 0 15 1) x 寝なぜ す け 7 0 れ。 0 る め 弘 慰め 何符 石橋を 0 さる がん 6 要あら ぞ 思出出出 は就な なる 4 事是 0

嘗って

在あ

ŋ ナスか

7

ヌ

著語

む

意い意

私はなけれ

感な

余に

彼红 作

如证

名的

篇元

を

3

٤

世 を

出い

から

中司

ず。

寒泉

共志

K

2 を

多

得っ 去ら 3. る い感情 情 不多 2 4 佛 るも 像さ 然がる Tijb, 伯を 事 関海電 して た II. の思議 0 テ 決ち きまっ 日本人に 果にて を 比以 土芒 71. る L 泰にすって 闘か 一千年來 K K カン 0 0 7 0 終行 事を 思想 風き 係は は 7 わ を見る 幾くん して家族 紀 文學は ŋ 貧勢 を なく ts と小説に 問題 L 0) 15 0 D たり。 が 佐倉の き 内智を負 事を知 なら 暴は ツ カン た 日に 事給か ひて きて は チ あ 本学 宗 ば 忽なない 3 No を る。 ٤ 0 五芒 は多く 問答 時等 久なさ 家な れ 現り 郎多 鵬程に in ち 一崎に B わ Ŋ ٤ 15 しく TEE. 虐げら 彼就 って文名 伊拉 す れ 日に C. き を なく 如こ もかが を 煩悶 本帝國 0 九萬 る 普 1 加作 113 \$ 3 態度 利"太" L 學是 さ戦々 兢々 7 かきった 12 0 7 現だ 利" ゥ 7 西 4 を M 15 軍職 す 世世 型 ざ n 丰 妓ぎ 弧 0 0 U 豪気がらき の一世に注言 軍人に 界に 遠信 ŋ ١ ٤ 女主 ッ 遊ぎび 0 n 12 8 時等 チ L 15 を 小芎 常品 な す

駿馬 精tigue 0 L カン 太陽 の意気 7 0 を を ざる 作? 心を を V ŋ 望の 3. なく ヌ 'nſ かきりたり 時で変す から が チ んば 如是 づざる 才 19 駿声 0 あり る 走だず 馬に 著作 事に 先等立 鞭打 心付 ŋ は 余に 思想 き 心ひ、續記 って山流 き 度も 取とた まづ 漠た ŋ ŋ 野爷 猛等 恰も炎 7 3 を 烈ら 康 平心野 と助沙は れ な ょ

of the

な

ŋ

騒がて るひと とし 元を揮き 活いけ せ 絶ぎむ 望ぎる 西洋近代思潮 書台 ٤ 來意 ル 高常 でできる 西洋近世 1 ij 遠差 心意 んとす を忌い る生命 7 7 ŋ t る L 刻色 光学が立 虚を 既世 で音樂 111-4 理り わ ŋ  $\mathcal{V}$ が の詩にな 支がな の思い を ち 現法 0 非常ず 泉を汲り 云かん 7 は 疑 至は 想き 竹竹 徒智 の世は過ぎ 暗台 0 隱治 現場は it 生活を ま は文學は云 0) 決ら まんとす の如言 0 歌台 現党在言 概念の 0) すず れ L 少 ま て事々 画書と 如臣 は を た が 唯首 以為 わ ٤ 古書に 如臣 わ 悲痛 0 欲 理り れ き 長期 な 信先 を を す 論え 生さ て を求き 如是 を 如心 仰 を 命 IJ 命心 更高 猛害 新刺 は 嫌 何办 Z. 0) 力於終 思 彼か 進步 のすがら L 0 む 廣次な 社 香間す 執導 0 15 世 4 を 非常ず ひたすら 而是 は ウ L 4 0 省 わ たる 給記 時等 酸は ŋ れ

> み 最も親は今、 事をは 1) 现代日 子吾郎 無也 き。 密な 0) 本党の 幾い射が 於 度を安か から 政也 體に 江 治古 感がぜ 戸と わ 並言 が لح 時也 浮作 わ L 代語 に記 術品 から む 7 網系 を ま 論えに た支し 選ぎ 3 帅章 那た 般先 が 0) 0 L 文だ 感情 學 此二 ... 美 れ 禁ら 循

意いる気を事を 主は静哉な 路が味がを (J)-1 西点 度という Z. す。 月切れ 0 ŋ て K あ 0 一年記れ を 前に 利 で ある ゃ んと 表面 0 移う義さ 問とわ ŋ 隔か 0 視 tili ). 1) 時事に 雕 来是 礼 休言 す 務を 续!" 7 甌 未弘 す 独立 0 酒 i たる 時等時で 書き人だされ \* 來 たる 動為 を ま 古今を論ざ す。 111-12 ŋ 世 れ 文が 拾て た人生 は常に二 庭園 てに設た 0) 世界に遊ば あ こざる 過す き E 其 る 船っ 安かかかん 0) が如と 0 7 無常 壁に 其 群" ~ 趣。 せ 稻 野名い 0) 宁 12 な 0 IJ ぜ 以 L 面党 見らる 以為 面なら 0 六 を顧り 老人等 を見て を 戰艺 事是 欲は唯た 活動と < ŋ ツ 有岩 處の を チ 7 ま す 欲等 き から ず 夢宮 J. 事 0 人是 الم الم الم 著言 生活 4 進と B わ は 功言 池が ŋ 忽 行往来の 公人とし 0) れ 0 0) 蹇: 讀《 in 情を記している。 國色 カン わ 天元 0) は 0 んと ŋ 近記 外您 15 オレ に目号 東き 3 11

てら 起邦 る B なく き しれて身をす 何先 で選ば 其类 時等 れ 0 奥お 110 版法 で慎まば 物為 5 も柔和も を送り 0 妓さ 得う は ٤ 3 ~ 得るば なるとも人に は すま l, は女徳の 生さる 0 况St ٤ de れ 4° 5 JE." \$ な 路の なり。 生 心持力 の妻と 3 ぞ 2 立た加なか

ij

毎に宛然

れをし

七封管

対建時代に

3

0)

思あら

て 其<sup>≥</sup>

0

悪弊をの 着し封建

72

保证

存党

劣等なる

45

民時代

後常

15.

る 4

~ L

17

オレ

8

きっ

での語

を忌まば封建

美が、

肉體を冒い

して

が 政治 並に 社会ない しゃくわい を登るしたくわい を登るしたくわい を登るしたくわい である。

が感覺を日本

本党 短

化给

45

L

む

事ある

と共に、常代

0)

詩人

を以て

れを

る

事を

IJ

0

は先

わが

に對抗

L

勉み

ic.

1

チ

如言

放出

浪息

4 が、気き

候s

つに は作者よりも皆ました人辞出し 大等草を終る。 よりも皆様で して が 虚っ 御= る 神器をとと (丙辰草春稿) 所言 を 知ら

なる

# 矢立のちび筆

或る人に答ふる文

を 力 0 日を待た一 宿望 " \$ 今は 西言 フ 同於 摘 Ŧ. じく を Ŧ を 也 同意 九 得 星は じく 花绘 7 0 百 盃が われも げ わ 死し 0 得て -[-呼吸言 吸力 れ す 八 をあ 3. とも J. 赤野に 今は なり す れ 0 B 更高 げ は 頃 7 踏 か 0 かと 同意 行江 同意 巴水 I. む 怨 Ľ 里" Ľ む カン 都たの を 虚な ば 1 2 17 3 2 0 同意 街等 0 I. じくこ 111-12 L 0 0 時には 宝氣をば 敷石 0 ٤ 如是 れ多た 思想 美" 明ぁ ひ

蓋だし

ŋ

It

れ

ば

ち

を

ち

た

ŋ

き。

本語にて物書を以て わが なる。 なる。 なる。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでする。 ないでなななでな。 ないでなななな。 ないでな。 ないでなな。 ないでなな。 ないでなな。 ないでなな。 ないでなな。 ないでなな。 ないでな。 ないでな 致<sup>5</sup> て日本党 起むし 交流を くジ 批告 主 け 如意 城岩 た持ち 和18 " 82 IJ < を る處あ たら p 15 0 北部 恋 書館を が 出り 工 ン ・ 至だる 如いか 0 が西洋崇拜の しんも \$ 22 事を得た 何沈 0) づ モ 如言く 佛廟西文藝史 ٤ 物が書かが 1." 年に出づるや 文をも 知る 徘徊 B な わ が 功智 オレ れ デ 洞家ない 舞ぶ 感想を ば は んを學び Li 詩作 世に最も幸 0 忽 事能 から ば 3 0 わ 加置 ٤ L 13 なり。 2 机 ッセ < ١, んや 得たら 上に其名を はない ず。 な はざ H か信名は 11 述っべ 7 當時文壇 場象め ij 1) 外人にして佛廟西 入いり 探法学 然が 82 ij 0 く日本文 綴っ んに 然 祭る \$L 0 -1: 如是 丽办 ŋ ども 他的紀 外くに展々泣 买 P きっ かっ オレ な の風潮と合 し語れ . ども 掲か ば 得之 1 幸ない 日や 水る げら 以い \* 計 チェ 人となり 野望 降雪二 は偶像 を 輕的 しむなく 人儿 にし わ 作品 なる 人とな れ れ 20 四 を L あ き

事をれ ればだる は 全くなった 蔵月夕々 能 ば く然らずい 2 れ 玄 へ一歳に近れ で要認 ば た常時 75 の如う は営物日 物熟蒙 しと云は、 L 如是 き 感情 11 n 本凭同意 今當時 ľ を以ら 0 , 0) 風景及びこかるべき 2 7 15 物為 如心 なが社會ない を見み をがいる 何》 とな 3

新なされ

雜誌新聞に

HI

1=

3

說

小当

わ 2

れ

は 11

0)

を讀

2

Ita

作》

成儿

11:4

Tito

10

西告言を

小芸るべ

ざる

に心付い にて

82

HE

での文學者

む 船は事に 本に 旅話

2

、到底西洋

新然

術を論

<

わ 際き ŋ ŋ る ときがかれた。 擬す き書は ア L 12 -が如き誇張と 76 L ル そは 茶草 たるよ 著な 銀売を 0 iL 葡萄酒 水を茗溪と 万時時 ŋ 機 壞 比し 代語 ¥, 0 も更に意味なき恵名溪と呼び新宿な と葉巻 0 せら ワ 0 となくわせられぬ。 能 ガ 洋學者 で假設さ を 取とり 木 國 國家場場 はなけたからか を とない 新信を 7 が文字の 一点を を ル 事 以 真ん ユ 直等 オレ を甲្
撃又は た 事院 -1it 极光 る 或3 0 ブ をしい 才 11 プ ウ 知し

は

2 高か

老さら

京都

し給 為た

i.

政治 親是 能熱

家か 和子

称作

來見り

道路路

0) 4

改良な

一橋 架っ

0

其を

0

山京

小姿に接っ

と欲ち

す

れ

ば

掛部於

税ぎ

Fif

を

説と

が為た

do 0)

8 を

滞に明っ

す

0

は 0) 0

配し 関其地

地

を 希於

(" ٤

探ら

る事を

と、雖、本だ果すこと、は、は、ないと、ないとのない。 未だ果すこと は、まだ果すことが、まだ果すことが、また、ないない。

夜老公 勝景を

花

袋小波 兩

先艺

aL. t

は 事に

2

ŋ

門前

を

騒が

す

事是

が 愛さ

8

作学は

練礼小萼

創言

意

ELL

7

技艺

巧为

を

蜜光

1

を

Fis 11

海岸し

老을 をん 説き

养我 /

過す

でから

H

柳!" 歌亦

意を賞と

意味し

小艺 0

說為技艺

き

分

ず。 年再び 異 は 一歌を B 締き 筵え 蘭分 15 6. が部 7 す 徒歩 美女を見て o に戦々 から か 心 恐懼と 却之 てつ た する ただろ ŋ L. き 事ましのみ さる 3 た は

金売小等給金売売の 所以ん とき 0 0 05 会く別様 恵は、奥は、 なら 10 0 屢比 れ 友人 雨 非ずず \$ ع ども 集ま す 0 0 水めて 野館り来 E 意義 0 は 人になっ 続が て、 平生公う 7 な して 文藝委 何だ が佛徒と耶蘇信者をへぶして世を騒したるが 唯ない る K ~ 接 が き L 存世半日 資金を 身浅を 夏文泉 編にか L め 聊いかい しが 答って 常夜 を 不素の 0 間の膜だ 開を得 如是 続ぎの きき記 0) を含む 徒と が如と す 事を る を を ん 世 所で 召め 思なる K きたの き んとす を記り L しんな 0 に買う め 8 < 7 は が 礼 0 老皇 記さに L

らず。 る年次は \$ な 將於 0 ただて 書にわれ 給を 清常 L 双今 0 ŋ 7 感覚 0 3 自じを お 上 最 況は 0) 然か 0) 果结 日家の記念とするがは 日言 黄物の一 獨計 余輩 W せ 礼 0 ども 書"今 ざら ŋ 文がた 幾に 0) 伯は 日皇 い たちがらます 話さ 未だ能 数 んと とに 會あ 感激を 年次等 文だん 0 遇 す 差さ比の 難がき る 1= 0 0) L 別言 L た 後輩は 別ありや是 此 意的 0 \$ 7 7 -る に聊か なかりたん 得う 74 はなけ を 其表 \_\_ B 述の 夕堂 75 ap 0) 0 厚ったあっ 是礼世 ŋ け 人品品 0 今元 當夜 赋小 清興を (丙辰暮春記) 0 所は N L 日岩 筵たに す 当 15 間以 0) 解它 文がた を得る 0) る 高下胸は あ を 政世 郭色 柄心を 語ば 治ち 0) 5 知し 詩い を す ざる 5 家か 手に歌か知し 3 禁え

得え \$ 82 7 は 0 時等 間等新なな N 小芸なか 7 Lo 書 中夏 人是 にて 朝巷 き 0 終生 でい IJ 朝う 路节 我想 C 生唯物 一人行名 Ł 物多 ば | 関に 賞等 も け 4 た 10 な る 花 2 0 4.3-ま 世艺 種での カン C L 0 \$6 ŋ 梅芸 0) 西普洋湾 B 小芎 よそ 7 2 花装 花彩 0 説ぎ 四上 交ぎ 方も 術を そ衰 Tary: ほ 川嘉 3 を 主 な L 0 業は 更為 ぞう 氣言 話し 礼 K 1) 11 0) 飽き 度容 た 露品 游 かっ 名なれ 10 TI 1) TA 7 L

> 助す語が 辞した 批びす 2 12 10 松を動が 欲等ず き 主 3. 0 评 る 鈴さ す 13 Lo 熟に歌か期か 虚く。 が 小智家 す 諸とにけ 却にてっ 度なれ 例社 家. 0 新曲 れ る 到於 清 0 森の 噿 聴象 る 處方 た L 3 伊思 俗で あ 家か 如是 及な る 類 40 し。 \$ 喜さ 優らに 小さ例む 例は例はに ij な 0 類是記 1.t L al. 1= 0 脱り次じ む。 ´° 说 脱ぎし 其是 栾 0 U カン 0 华 郎马 L 治デ がか 音曲家に 2 即荒木 は よ 7, 0,) て為た あ 7 音曲 老 しとて手に、 る。 返か 展 人によ を 市場 0 73 朝たいか つ 川家 る 4. 以為 ば渡り L Ð 1) を 8 家 小芸家か 0 排? 例む 例 3 何许 10 大がお後傳伝 رم 争" 鍋ないま 神冷 111-2 の如う如う 1) 新作 -1. 者之先 門門 12 望ん カラ Ti 世 如言 -7 四伯山原 いて 既に幾く **番光** 立た 5 PR\* ず 生 ちき 明章 を 0 で常に どん 0 價。 0 な 2 新り 力 から び、 見み 如言 許なるは なれるは の な オレ ZL 作き る 新少 る 1# を き ば 小さん る なら 12 作 を な 聽き 文元 8 ば 11 76 例: 田島 願語 啊意 0 今日とかな 亦然 カン 株装 優秀に ま 看み 531 -Ch 限室 觀察 H 共し 2 界が t 0 ye. 幸 朝う変にく 高等ば Ł

育な 胸部 る 中等 更高 1 老多 £ 15 泉遊 ŋ 層言 れ ٤ 0 は苦る 登悟 3 同省のは 心意 思意 ~ ょ ならず なく 煖爐 カン ば ŋ S. Car ŋ な i H ŋ 世に 火を ŋ ば 一腰肝風 あり 從記 焚く is を 残? ひ行 罵りのこし ŋ 老多 ŋ 孤見 ins' 質がの心が 4 を 0) を す

懐いなりなり。 文理の急進者と 文理の急進者と 新光 用き派は 或る る 開紙 わ が なる 11th 如是 美で れ 新用語 は き 0 -2-学語 言語 機分 ŋ を カシ を 殊更問題 n |日よ わが 生活 退 る 挑 って 3 IJ 命言 が きて 厅城 戲作 事 0 如是 が作者と 兹 ž 題言 专 進光 を提言 10 HE ! 月岩 気が 取ら 0) 中 の気に気 出版 0 質 を して 李 文を草す 運え 7 して所謂現代 を以て 事を得ば 人気を をや 15 遠言 て意味 況 博じ cop 未 來的 6 す

22 開き胸等 庵 亦為 カン 北京 夜よ 招志 老多 でいた 先生 公言 3 カン た 年況に 本年 ŋ で大きない。一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、一年のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のは、日 古家 及な 75 席は ŋ H 上のち 15 摩は 40 れ 陪贤季 會 ば お 吟艺 す を II 2 77 舊 あ 0 月台柳雪 ŋ 3 を得る 橋 れ ば 九 0 酒機常盤 日を た ŋ ٨ 75 0 ŋ 雨き 0

行き元を強しも西に是しなの

を

文學美

ば す 0

なり 3

・赤きの流り

の迎ま

類は

0

音樂を説

K

の新命

0

~

どに

主は離り

知ら

要家

館公河岸

第を捜す

開於

カン

ŋ

ح

7

15

+

星海

を

經

た

る

を

知し

٤ た

小摩台

初台

陥さ

庵が

老多

公言

8

明治

然是

れど

\$

余は

3

ほ

どに

自じ

田当

を欲き

柱月光

生活

七絕為

0)

起何

十載い

から

난

る

7

事ない

を 8

元るよ

革命を稱

15

どに

政党

空気を

故さが、情

文がない

j

ŋ

わ

が

現江

0

を

動意

L 思想

を

す

10

足なる

あ

11].

を

見り

と勉い

むる

0

事じ

業は 得う

は

- t

風割

٤

致ち 2

事是

を要

せず

わ

は

唯四洋の

禁美術に

にあ

ざ

& 0

~ 猶言

F

雨。

撃命の

6

れ わ

L れ

ح

首は

を見り

傳

が

る狂歌五十

一人だしゅ

8

ど

首の中に掲

げ

が

描於

が

ŋ

思な E

我な

K

向家

0

狂意

歌う

を

吟え

浮む

繪弘

を

435

を は

和けと主張

1

\$

今た日間 其方 下沙 6 事是 蔵げ 事寝 事是 カン む K なり なり は ま カン は西洋に遊ぎ 夕を 机工 IJ 生きないに `` ` 0 わ 我亦多 城 城 三 二 れ 代语 11 一は學校の教師 0) にきた 0) 介む 銀行員 祭あ 家と 真儿 書北 理は教学 後は 席ぎ 想等事是 ٤ を < カン 同な IJ な タトない を のい知し 外气 答 1) L け 年装 年装 10 L 時 رمد 選言年法 数书 を L わ わ + 俗を な れ 年势 は れ から

例恋 る を 製な 雨 新点 あ X. 明整では、 10 ŋ 0) の文がんな 悲欢 ŋ L かい L たを以う は、資客 為六 元是 2 途記に を th 8 よ 激な Ħî. ŋ な 白じ 風きい 佛 3 刃じん 0) 其を 關 し。 中意 す 0 西 义力 逝 作品語 前体 用盘 上温 わ 至 \$ れ 選を山荒な あ 比 ŋ れ 年記 L 牡 0 れ 投等 to 其がたっと ع 3

かまが一登でできる。 看き流き応うに 注が老き接き 高なか 平公う ŋ わ L れ 損害 其る 15 る 見事 曾かっ 時言 背片 贵嘴 す ま を 米区 で一度 دينه あ る 所謂野 す 計らと 作 も貴人 ず 共 ã, 孙 ij IJ 味艺 人心心 15 時間 オレ ٤ 0 前类 かいと 対がず なら 也 " K 親去 HIV は 和わ -C. 和全權大使 たる事 初世 めて際教 7 \* 化

(448)

水等心で

本法語: 味み 在ぎり あ 來!: けり 固。 3 す。 る かとき色彩水服に書きる なまなる なり くまざやか色 衣をは 色調、 力》 弘 3 林鳥 声, が 氣き か色はめ、 0 E なるも 西への 銀艺 3 どにも 繍"の の歌き る 班・今にす な 漸っく 别言行言 鼠等 限しも 0 Til °o は小 見るのは 人業に 似に 榴、牡 を歩げて西洋 思はざ なる 10 2 其き 0 鳥 施之何先 框 もそは決し 間で域にれる 漫步 強う初う 毛変 ŋ ه ک 一人が も のといなる がきけれてか 其 有言の 背何物に 毛 な なく古 毛の色皆 其を伊の 東西 0 高され -> Ŋ 好の 大の國之利" ク格言 で、作うないして、 佐瀬 西洋模 をか 色岩器 趣也 んで L を云かん 加多 do 水屋に器 祀 色上 而太 of the 羽花 集的小二 きて THE .. 段 做言 祭 鳥 友がらぜん 0 L 11 E 1 入いる き 明的 線なる、 7 を 続きる 不 有 解令に 起沙 三年势 其作 Ĺ 有智 和さ が 飼か 2 群に提はて さられて を包含を をときる。 をときる。 カン 0.) IJ 70 ger まこと 0 悪き 0 る 温気 動きで 虚な to 天元 吸いなれ 閘 米にち 心なる 時は日に たき遊ぶ 死を 如言 色西 る き 焼き 賞さて 同是 ば ٤ Sp

> 邦は一本党で、所なり、本党で、本党で、本党で、本党で、本党で、 る E (7) 11 是記憶 道勢 事 康ない。 ち並 15 國元 なり 日に固この んで 10 の有る風言 何然のた 過す -1-2 他在 のぎ たるか 作?然 です。 からとは の何だか かりきのない オレ たる ٤ 仲夏 を カン 包持 を 海が

初馬

正を見なれれ 内で日常ない。にや我家にの我ならの 改改 0) 5 存管 17 家か ye 元の蔵雪中にの蔵等は唯形は 我家 Ł オレ 祭卒青山人世に ば そ なっては常ったんど 礼 為め よ 湿っ ij しきて カコ 15 1) L 71:4 答とう んど正月のなりは 我家春泉の せし頭 家に 第言 より は な 45 H) のせ < 支を事 よ 日星 17 0 父失 IJ 24 カン にて とななる 新させ、大きててて る 放置

が おれは今世 を動き来にせ もなき は今世 L で開く事務なり。 先きなら 共和 事務 りは を ij ٤ ٤ IJ 知しな 礼 オレ 存息 ば ば di 獨生更言 身一 かい 1) な 82 液. IJ をにか C 3 門多 れ de \$L 状ん

先だて 0 考察が、 正常か 月5谷\* 明るが更に対象 無也募 11 1= 族 計 11 爲るに を愛言 東坡 必がなが な が頻ら梅にい 0) 0 一枝を携へ 礼装 無也 窓の 無也 能の 0 身马

石"花 八門に 地域なるが 省等~ 手機能 干二岁 大きない ほ して庭 カ、 して冬の庭は、 1= -1-依いじ なき 花法 冬家 然だか JL 儿后坡 らざる た 女 粉をもで を 公言の 0) 冬品 11 12 C また 初片 後言が 幾人ぞやひぬ。あ た の庭で 種が底 t, たま ま do 庭影 生苦 力》 植统 7 7=  $\Pi$ 蝦ない 迎もき 1) 0) 合きの 7 7 0 なれば 様。なれば 様。なれば 様。 仙館を 旬了 蠟 薬す流言 花ら枯い 山られ E 柳冬 株をかとか 機公 植5

我かみなっくが、をく ば、流れ \* It 庭 たる 前艺 不可り 枝し 機能の開発を 頭も は II に、そが る 罪以礼 が 寂ぶ 盤島 を < 枯日 し版の花 瘦湯 から 框法 如是 \$0 に對言 べく黄き 花装 枝声も 事後 精芸 す 1) き 色は他が示い 力。 3 毎こ 0 15 頃 不可言花湯 . C: でなしも 事是 那な

本柱に 新汽作 了音 して るる。 角まれ 义公設展覧會の を 力 0 取老後を養ふ 如是 翻譯原を演ずる 0) 外か 手之に伴は き オレ 即信 る ٢. 事を 茶 本だ合く を得ば 賞牌 II オレ 15 ざれ 創意 年寄 俳はいる 意す を獲べ 机 ば 葉す 0 はきたく る んとす 技 株か 虚さる を あ 奎 取上 IJ 当 如き、或るなきに 如言 o 示品 10 さん 若。 雷公 非老 る L ず 四

は自ら絶ゆりなれば文才のに催み只青山自

の有意

無に

係让

らず、

小され

(7)る

興き所きを変える作を起き

題ぶ

0

Ð

老

-111-19

事

只青山白雲を

友旨

とし

た ば

3

やら

な

ちが

作注

者や

人艺

間見世

间边

對た

す

る

觀力 作亨

祭

0)

歷

然光

あり

ŋ

人間に接す

す

3

處さる 小女

あ

Ŋ

~:

説きの

生命

11

俗

ts

す

る

あ

ŋ

0

を

家かの。其方の 0 作を是非 でるを知 権威い 意い 幸福北北 よく 0 7 る 如是 より Sp 茶を 轉足 < 7 ならず 其表 大悲 く一は轉じて なる 0 潤与 7 ずす。 批評の 質は然か 其分 は な 筆 また世にか け は ん。 ず。 をきたし PH を 取上 本柱の 1) 其なは 他产迎就 0

を有害 置部 10 H 難空 20 カン 東洋に於て B 所言 10 は 西湾 洋湾 然ら ぎ 起む 文學小 る 所以 以 盖拉 文が になる 1 物 82

を分離し色 板はたっ なり、 相索似に 氣を 春かなり。 n, 色つ 柳。 たり。 亭门 嘉み が梅唇 下繪 種彦田舎源氏 我们 然 L 0 ぼ 其を 今彼等 いて V れ 彼等江戸 の勢を思ひ 事を ば を. を作りなり 見る 描為 きき カン 0 藝術 H 氏 既まに 歌麿され ては 0 0 は しその勇に を品でなる 時等 稿 戲 Ħi. 在者 引けを取ら な 0 Ħî. 市原青樓年 齡 中 感がず < 達多 L ず は -) 4 中行事 唯其の 100牙 ŋ 0 败: 0 な る 深まれ 編書 木素 意が折す -) 15 亦等

西洋温室室吹

0

草花に

比

す

れ

ば

そ

0

花淡泊そ

かり

ては

カン

82

٤

11 11

草花を

植雜 客足

た

ŋ

0

中华 見えて近頃

草花

風言 ち

0)

厚化

の応じ

髪み

TE

及 る

1

ンド

1)

ば

8

女優好 社 入毛澤山

みの

類に

3

た

ょ

ij +

も洗髪 刻 t 9

形満洲

瀟

にて自

ら支がっ

種品

の趣あ

ŋ

0

無きに 苦く推該問題を設定 能差 が 今はの lt は苦心なり \* 小萼 あ 説家筆 所言 働ぎ 6 なり な な ٠, ŋ ŋ 文売を 持つ 1 0 な 工言 事を す 匠与 以うて をば 所以以 0 恰も蟻 修修作 吾な等 家を あらず 建た なり 到底 外か ٤ オレ 辨。 を るも は答 称 運ど F. す。 す

説き

る

弘 冷む

0)

其を

高荷難解なる

0

づく

も

な

よく 36

種益

が ŋ る

3 る 事是

\$

0

ts

ŋ

ってい

是記

世世

de ŋ <

嘲っ

物なる

op

我記

知し 82 cop. あ

らず

およそ小学

6

小艺

說当

を

0

な 7

< 先艺

仏氣が

吾等折々人に問

は

IJ

0

生

主

面是

を

易な

别言

共营

批世

態

情な

0,0

親察細微

15

なく

0

つらず。

なる

想き

を

著作

٤ る

L ~

7 カシ 人艺

架办

水空の 高なえ

中自事性

0)

から

如是

難なる

行

0)

た 7 1) 其 0 とうに 0 外が 実際を 1} れば F 日の清負工事 雕印 共 能の 0 迎がを TE ٤ t キ 比が推発 47 ば思いないは 0 ¥, 欣力 外学 口名 2.

盛泉秋草へ になっない。 一でではかい。 「神経なかい。」 木き屋や 庭は山麓に オレ 市場川路 過ぐ 6 等に 栽っ れ べう。 松遊村こ 向いちにま 3 載の も 0 X. 君就 す み 0 0 0 な -7-る あ 百 つて ぞ 刻 0 B 近次表 花台 中張に あ 南影 間く雷め 我非在 IJ なぞに は間\* 7 可笑し 圖 々し 7 0 草る そ カン 8 50 花卉を集めて 0 き草花 我非 名な 國於 を 種品 へは 植家

草なぞ ヤ、ベ に湯 る 15 0 H b 上京 殊品 外の色調で注意 コ IJ -3 0) -薄化粒 PH なんぞ呼び 李章 4 あ 0 花装 を カン る を知り引き 通言 5 る 3: れ 花装 北台 刻 L こそ -3: わ ( 0) 生作 社 から 思す 夏を 丹汽 ば、 國 ŋ 草木 B 辈" は 事物の 0 程度に 祀 は 下盤 11507 を見り n 1)

(丁巴新春稿)

一婦な 機なか

一い蓮が涙な 家"華"澆 築地 が

よ

TA

限が 前だ春春 前と 路を 來を

北き一い病気

品是心上肺色

同等趣ま除さ

生於向等非外

涯产盡

前汽春品

自多醉意疏を悼ちら 流露 情 無意 谷屬なんのひとくひ 感於較為非 いさん 柳の東のは、 多 何您 寫 ださ 一十二章 歡愛 かいいけ 無暇。 来ない。治学を表 れ より る がま 切ちな があるを見ずるなるものあら Es N دم く頃る ŋ てよ 築ませ は

を得る 金とと 森島の 題うよ 砚 及於 今年丁ピの元旦風 娟沒 寒雨曉し んで歌 IJ 堪たへ 一音羽護國寺 を 雪を踏ん一 宿衛 ば は修月枯木 おきるまるが がたし。 初時 上三梅枝。 2 7 より do L 酒湾 て ń カン 門別前常 雨 を 雪きと 湖海 C 3 明集中 た 小を照し Ŋ 雑まな 用智 ななく 正是是 82 共き 0 炒 景線 是ない。実力 なし ケ IJ 暖 空齊孤会、 くも 谷中 より 82 で影発電を開 0 カン かを 前 0 如臣 一合 あら ななり 醪ら 墓 寒沙 域る 地に 三二卮。 殿虚に加 日蠟梅敷染 の上に婆いて魔よう Ľ L 河の時 雪津 午下か 寒かよ 0 7 か 抵於 日任獨登 ど夜 老され。 躄きを 訪なな Ľ な 煩ない 0) 4.

IJ

吟えば、よ くては き事これ て、生産が かと 正月 しく寂寥 行师 は獨居開適 ij 獨公 なり、 カン わ 3 ŋ ひけるが 17 1= 雪きの 到だら れかさへ た きて 別う 早場 ---もとに 何より 0 居るす 年色 丁なりが 再ない Ha 0 ζ` ye. 稽古 語らん人な 悔公 0 Ho 3. Ł 勘處 0 F 思ながた の春、驚の 三年越し き。 妻 夢思用 0 が中に、一 あ 0 なる清元梅吉 場に 既たに よく し世を 通道 2 F to Es Ł 生 す 消<sup>き</sup> 急急を し三味 び U HI. ( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 世之 除きて鴉がなった。 П しさ、 でて合うな 弘 む あ 特 しとそ 日星 る弟 カン あ 8. 但是 \$ ぢ o´ ٤ しる炭原 らず 感だ ときない 7 線 事を から き 摩瓦 0 红 來べ 雨点 持つ 子儿 む 专 なく 持的 な 0 6 1 #1 皆效 の夜 TS 1 1+ れて de ŋ 女 啼 慰む いるこそ笑止 道針知 果て き友とも 思ま IJ 5/ とさ ま H ٤ 果敢 カン 味 ×2 及是 ŋ な 線世 红 80 オレ た IJ たる 女 ŧ 2 事 ij 通道 110 獨核獨 なき置炬 れん でなった。 な ょ より たら し。 なく、 老おわ C 0 7 IJ 柳紫 身み れ あ 4 れ そ 行命 红 3 カン 去多 な ょ ŋ

> 足たら 教育家に

カュ

辞だし

B

先生

一百代言も

亦先生

なり

獨当

限智

100 なり、三

ざる

事即か

か以て自い

ら安ずるこ

なり、

州湾ーに たる

で役者も

先生なり

動

編は

真儿

0 にて は

稱

ば

知し

らず 5

は カン

講釋師

有もりな ど旅る事 橋最 0) して 如是 かき日和下い ŋ 而法 あれば云はず毎朝格子なきにあられまいのからし 数 0 ٧ b 多な 故に 男をと そ 女をなな なはまち 0 顷为 駄だ 3 わ 幾足 d. れ続きまで立た 誰云ふともなく ٤ 町 上口に L d' わ 知し 文学に の土と オレ も可笑しき 間主人怎 人なく 0 カ・ 抜き 7 先時に某 は き 人是 事をり 限等鬼智

は二三人先生と呼ば 地ちす 藏色 0 今日遊藝 前ま あ 0 沙江 處 柳节 銀艺 ME 童多 0) れ等の 流 北法柳江 0) 子とい 0 右。ば 名家か 門にも亦各々先生新富町の文字に 衞 門たの J. 0) 亦先 厄% 門には ¥, なる門弟あ 生艺 ٤ あ 大流 1) \* 先だ 生.\*. 论《 ٤ な 人多 0 る あり IJ 1)

LF? is 12 の勢 d. 11 0 **亳**\* ょ ŋ 講 胜 る 苦べに 使 な なり れ

(453)

先業 先差 の が 生芸 生芸 中豪 名を

意見る

¥,

も忽ち

光に

呼点

U

を

光光生

41

z

でといび

ぬ。新に入門す

3

雑妓等

知し

唯半鐘泥棒

先生

٤

み、電

ら

け

る

勝亭の小さ 上数 絶ぎる 給なけ 何等 後よ 7 の撃も忽忘れ果て丙の撃をなるというのというのはまなるますが、これのみ打ちいる < 3 なく 0 0 不原息 除夜 ざ 孙 軸だ 疫質 寂然然 0 ŋ 辰 知し に暮 0 過ぎ 雨戶 燈火明く輝き 0 ŋ 3 0) 百 力》 月低い 又先考 偶流行 足音と 難 らず 年も さき 82 \$ 押開いる 殊記 れ 夜よ 0 き 額當 は L 33 鐘摩響き 行く 日経間 深刻 し彼岸を に秋熱 床を れば夢 春 ことさ 10 ちの書の水青間の米く歸る雪の坂 林草菊 屋や 打到 根和 き 0 かなく 樹木皆霧 雪洞つ 間# が如こ 3 カン 0 に過ぐ 丙記の つばく 花台 け 7 な 0 上之 過ぐ 共に 人是破嚣 ŋ 屢 た き心地地 き心 出づ 可憐花與酒人寒。 ŋ。 10 0 けて 後 のれ あ 解す お生じ 冬 共 年亡程と な 3 15 L る y, 雪洞片手に 年庭後は 在に恐 を待ち、 雨夢 垣か 庭に 也 は 至 IJ B 3 0 つム 0 夜よ 近党 壁上に変した。後 色岩 餅公 5 0 け 多霞 0 門外的 顷 力> Ę 九 ŋ 每 あ ま カン 出りた 庵克 ざ ŋ れ行年 づれ よ 0) 15 12 K な 蠟 き ŋ H たに には 人是數學 わ む た 90 弘 梅以 は が わ も増した疾病 其表 順が れ断 風かせ 85 れ L カン れ から ば 3 75 ば 庭はは 往 0 ŋ

> 野 自ら 冬の 入い 礼 た をはなど たき U 松 胸指 程是  $F^{\lambda}$ に満っ IJ なる 開発に 強於 ち 花袋 に行みて 梅に 外りて 香脈なく 近恋 寧ろ地 け 花を けま 7 面 L が る た を 7 0 思想 口名 3 にはいいいではいる。 电

那な た 20 6 L B 3 産党 取と を 年七 1) 0 句に ŋ のひの C 0 果物 に会は 寄よ 特法 步 何事も あ 事是 L K 心意 我家に は E 生 た買か de ゆく 不自じ 獨定 佛ぶ 手はなないも 此些 ŋ O. 日由いばかり 飯り ٤ ま 7 ŋ な N 0 祭货 な龍眼歌 3 do 秋喜 0 獨棲が 支那な あ 0 暮れ 主 変を 23 寂寞何 治蠟燭 なぞ支 • L あ 誰な た ŋ ŋ H \$

日ま 水になる 知いない に讀み 捹╸ 地と當し哭し在何惜。酒 是無川人望二倚門で 風雪川二銅整 一族茶客懷 数さ 明人王夫 首は あ れ 寒暖變。 無限傷 强為 ŋ 7 元 7 ょ E 録る 回台 L ŋ 支が が疑雨集に 深家く 残谷 欲し 日提 L む 心 < -0) 一倫二学 逢人人員 覺笑啼 難ひとにあうてしんにおにゆせうていのかたまを 0 詩を 以きて 2> 無レ父無レ妻百 レ人 不一覺花前有二淚隨 ま また「強歌」の 聊いかい 知し 梅いり Zi, わ から る 温 歸 猶 頻の 文がたん から 東南 果排入愁病也 B 心を 清波に発えるお 0 を 校下獨盤 なら 作に出 病身 打 弹 す -0 一関し世 藝術を 漫情を たる < 料なった 0 孤りの 桓克 01 詩は 悲 静

死に接し

幾次

往時を追回し

悲以

地方

مع た

方於 ŋ

なき 其

度かは

思想

を述べ

た

る

B

0)

至於

0

は

0

情接艷 る は

解じ

人に

迫對

る

b

0 7

ŋ 修治 て数な

力>

が

妻。

0

病な

を

伝 望 終」何事。但 ないったがにさせないる ない。 ないったがにさせないる ない。 ないったがにさせないる。 ない。 ないったがにさせないる。 ない。 ないったがにさせない。 ないったが、 でいる。 ないったが、 でいる。 ないったが、 でいる。 ないったが、 でいる。 ないので、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで 性害 怪る 密からいと するを得っ 怠衰弱 情である 6 卻是愁人淚濕食。 即此人已睡光沈。夢 ず、 0 る 0 た 端麗に 全集 如言 K ん。 0 0 不 思想 病 < 點定 ボ 軽し 其を 愛傷の文字なら オ を語れ あ 的言 3 0 ざ れ L F 0 美世 Lo ŋ 75 悉くこ 内ない ども 題於 支那な社会 7 天然は V る 解句 はだ する r のとたいわらじ、 み 涟。 0 但 登 歌情日 ル 直に 一巻遣」と 0 肉體的 なく V. 絶気 が かの詩集 に移う な て豪北 悪之華集中に 幽られる 1 酒場 ボ れ てっ つざる 邊情で 才 15 同じが Ł 少中驚問 問 題 F., TI なるも 恶 米よう ALL S は る v 味が する B す 抱干端集二夜 疑 わ 浴 而忐 15 疑ぎ 人間胸中 工 5 雨集 更ら 作に日は れ 10 丽。 n L 類 0 疵ぎ 横溢 限之 あ 0 7 漸消 0 集計 れ 題邊冷。 脚步 0 又其 概 其老 の疑い 3 詩し 詩し 特徴 を 追蒙 き 篇學 を K 0 経と 步 < 形式皆 は 對信 る 知し 雨 0 110 深。 一主 知 然な秘で 办> 5 す げ

渴 還なっ 逃り 地域病 複 愁 骨亦消。 錄 玩点 冰 谷分 總

THE

消ぎ

b

0

0

i di

٤

ば

髣髴たら 廣告 滿 加心 るはこ 余の 色彩を 楽曲を 形容に む 昨今劇 を を 0 漫 練響 现意 容さ を 聴きく 妙学 1年で 故認 て し。 1 は 1117 0) 熟達 常に 心は 場を長い 0 する を 無なし す TI む 礼 む り。 思な る事を たる る op る トトはいます 若も は蓋し浮世のなよ 軍 返入だと 15 幻影 居るに堪た ひ喜撰 が 風雪 0 ٤ 罪が優に 0 情味 を知らず。 為た 類的 B 瘦り 4 此か 難かた 保が 0 75 香花 0 8 N \* 紹介 を去さ 内外を を 0 如言 カン を 世海を展べ 曲是 ٤ 浦な 介者な 0 み。 き 思な 見る き mil ゎ IJ 事是 ざる 特持 とて を あ は 7 から る らず。 を好る 匠如 を 7 れ 外站 L 芝翫 聽音 獨公 派也 Ŋ な 樂子 處さる 無ぶ 0 む 凌ながれま 感覚が 0 きて まず 水沙 地 1) なり 稽は る 興行者の 水凡庸情気 紫若等 耳で 其老 わ る 古 築され 阪生眠祭 の古書 なり 12 通常 とす 場ば 15 0 数 感か 觸かれ ひて あ 0 1= 氣意 11

> て今はな 果はれてし 我かいよ 花台 より る ŋ Ł 後電に 0 醉急 あ 2) から 取货 悲なし 2 is カン を 切芯 む 家や 何 ک ه 成な 1 は を 82 なく 事品 ては 13 ilit 3 3 落葉を も見ずな 氣き 好し 1 6, 20 却言 飛俗念先立. 無統 4. オレ ŋ 柳柳山 7 事是 の酒 忧心 掃 何をはな あ 歌よく なく 筆院 いて茫然とし 1) き ŋ 10 孙 なく \$ ち 如山 多は 開き 北と 醉為 E 7 ま カン 身み わづ カン 酒育 カン 3. がざら 慎は 6 11-2 0 B とに 港里 如是 カン L 渡岩 ま て蔵は Ŋ 間ま 10 む る < た 勝名 便とな 事是 7 に憂を 醒さ L を む 悲寒 3 3 85 を対形で 順於 き果は L 7 た 6 B 時 ょ ŋ

> > 心意

はたちょ

ち時雨 何彦

雨の 障子に

りなった

見な らくと香づ

0

思想

11

72

Ł ば

落行

葉窓

0

10

は

オレ

は

#E

かども

<

٤

7

3

出た

一覧 木ぎの

初差

俄に薄寒き少茶

なだ、

7 南

常ときは

重の小りる

世上

红 0

打力

風沙

際も

1) きん

7.

從なが

風空

を

待其

落ちち 流流

散

る

な

ŋ 0

春はる

扇骨なかし。

れ

去

一冬の

霜を

様、松、松、

如是

き

常野木

古家

13

仲ぶる

時害

0

心は

1"

な

から

1

13

0

力

L

ŧ

は

我說

紫電道が大きの 紫電ぎに、花 2 花等 飛花 معد 金沙 房をも 山を存 0 15 よく は新樹は をはに 毛 あ は 卯う ぬ雪を 館 を たり やう 花台 撒き 赤 を 祀装 5 0 \* 11 夏药 降ら の雪っ -3-七月石榴の五日 梅芸 落ね 落葉 る ち 時事 世 をかれる 桃ラ 樹っ五。くせば の、用なせば 7 B ŧ ij た 7 0 獨と 花は散れる花 なが 藤ち 1) 雀の 食 柳然 祀 落め 8 0 子 ij 11 カン 昨該 相当 2 開発に応じて ていた 11-5 ツな FE

3 カン 時 ょ 早<sup>tt</sup> の や 中 葉黄: Lo 桐育 初上 葉は 柳悠 桐りの t 久 獨強 吹き 桐市 ば ŋ 柳 洛克 みて 0 色 de 福冀荷葉世焦 早場 葉に 志 0 中意 7 猶: 散り落り落 2 \$L 枝 記念 す 3 た 碧橋 る オレ ٤ あ 0 御馬多 る 烘 ŋ 如是 は流流 ま は 0 畑門 # 梅櫻 12 由的 趙ラ 秋季 は B 水末」可、聴いませていませ 月台は を見るの 柳な 葉なる 见为山道 用色美 事是 1,1 松松 き ts 华 15 J. オレ

草等

中

0

(丁巳仲春稿

白き 115 門为 を 閉と ちて 獨占 開党 庭门 10 飛び 花 浴葉 を 棉片

す

加蒙 0

3

世

はま

2

धाः

河京

THE

弘

¥. 0

秋き入い夏ら如正 (455)

立ちて

世ばま るない

葉は

不破れ

集は 兎と

落

れ

ŋ 0

× do

IJ

小さ

0

角な

市等

3

£

暑さ

は

漸為

烈は

整性が

柴 竹は is

11

出土用き

くるくなななない。立た紅なる

青葉に る

交き

1)

ち

ほら 秋堂

花装

0

ちて となり、

炒

\$

風ふ

情にあ

ŋ 7

1

落芸

藥社

见改

扇かなり

木が

古葉は

落部

ちんと

す

る

日本共

楓のかんで

如是

三点の味る」 12 电 ば 0 流行 小線教 t 1) 氣章 知し 使元 の海炎 師上 所な \$ 匠と ٤ 7 0 氣質質 IJ 勢多は さ一度こ オレ 身改 工心 る 0 红 は 經にから 不高 小心得 7 10 におき あ を る 到に

1)

然は

から

故学

Liv

加差

過す

き

き

L る

る

批"

0

尽

あ

\* 親是 風記 行いない なり。 注き 異語 十つにす を要す る ¥. す。 0) なら 文が然 0 詩し れ 0 ま むをかい 俳芸 浩芸 制に確か ざ ず 0 九 他に 規定に (本) 40 (2) 2 判者多く が俗 んと 电 其を 今時 もとしろみ を ある 曲 批"判法 知し 4 來完 ば らざる な 神韵の 劉た 和わ はこ とは す 質力 歌 可えを る 九 定草 0) れ吟味に ye. 方法全人 法は را 論え 恐らく ŋ せ 其をな 道言 らくは質問ない。 巧汽 ず ٤ 0 道教

力が能く 所以ル 0 き 便广 清影元 d 脱さく 2 な 化軍成 心歌澤荻江 過力 ts no 去諸流 Ł 既<sup>含</sup> 往常 4 ir. i) 0 節也 學t 0 は 中ははく 整調で れなの わ が 0) が 特徵 林さん 一被曲 まづ 故艺 15 清な とれを を 中意 X. 0 最もと 中夏 併查 修 赴き 电 もあたら に存え 반 do 知しな ば

時は成常

柳岩

(1)

Ti.

かっ

L.

き

1)

なら

納した

0

居まない

選

所言

なる

カン

B

٤

す

る

0

رهې د

加育 古まび

15

まり

\$L

11 家!

又樂

地に

ij

15

聴きたいない。 相談と似には る古寺 な を 劇場或は実 なす 3 共に ず巨刹 至是 を 悦が 明治に (2) 0 处建 堂等字 桃豆 Ŋ 、建築構造 は底に 席書 造ぎ ٤ -にて 知語 朝き 相感 を 0 我な 敷き 望る 似 名人の 2 見みて な 1) 甚とる 如心 3 點だ 0 別何を強 優に接 其全景の世んけい 間常 FH 田來音樂 しただ む 痕 (1) 0) る 點元 るの 追奏 的心 な 壓人 や、風流 匠に

製装は何なで、清元と

北州

は何故

なり

ریم

常常 あ

津で

は何語

改造に

而管

竹岩

J.

た設明

事能

演奏者

0

双数に對 きや

する

門之

て来は

は何だ

代言

(2)

家公

元是

る あり

常

鑑賞の

便完

品がかっ

法は

を

7 IJ,

備だは ŋ

世

然がる

獨公

ŋ

俗曲に

を聞かけりない

らず。

者図書

刊行 識い

翻り ŋ

す

所

0)

如是 磁空

き

はだ便利

南

部判記

路な

器漆器

類系

至岩

ては鑑賞のは 演劇には

5 0 る

\$

の鑑賞のない

を養ふ

足たる

3

來意る

B

あ

6

書が

限党又差輪など。

を看んとする

£ 40

先が

其

の歴史を

知し

ŋ

0

事に

は今暫く言は

0

球を存す

虚の諸家の

論説も

を繙か

鑑賞

曲主

を

何はなっ

0

所言

なか

よそ藝術

諸般の

0

あんしからおんがく

力》

く見臺を中にして對座

毎朝

そ

弾だず

る

の域

気に達せる

下办

過去 たず

知し

수날

15

而宏

南

其

0

技ぎ

る事を明され を 漫き軽いみ たっぱ どわが をし 10 る 変に電車なり 萬克 < 事を 火、凝 無色 して: 0) を (税が)を知るべ HE ば 課為 売き Lis 力也き 7 - | -٤ む き 聽 徐 化等 |佐ゃ 限を る 温点 ts L 時等 代信味 年に ち ŋ あり 所 足石 あり 120 心力 轉元 0 築地に 及な 12 風流 る 0) 1L 梅芸 事家が ぶと 1) 後 即点 初度 流 を 1º 幽ら 當今藝人 趣語 -3; 非。 JĮ. 0) 雅." 本生" 院を景 家い 其章 11 娃 ĮĮ. 11 0) 旗 家で F 先先代 飲まり 国多 .2 欄 築き 相於 に等と 干等個 0 轉元 今はは 地 眺ませで 家等 り清告 より 質ら 对是 女

門も 田虎をかに一 2 して ひい 見るや砂点の がし 李 75 種がない たき 居宅 人 t, 劒以 上之 術門 から カ・ \$L 如言 制芯 It ば 2125 筆は 筆はいた ら 難だき 作 图》 あ 道等等 庭があるか 6 オレ 空気気 觸小 ざ を 制 オレ オレ 心人 父表は、 ば Ú はない 幽邃 る 羽を カメラ 11 N 語ぐ 上き 人是 松片 (2) 40 を 李经 氣 0 0 を 能 否人方 细仁. 自治 類語 あり 0) 家を ささる 独等 物源 木 る 省 5110 を 11 利言 松りり 训 知し 何度種處專為 74 ()

かくては

景物相同 れば は我も早や老いそめたり。 金えと 草木 総変 ととに じ。然れども看來つて興常に 0 する よく人を幸なら B も優き のびて春風を れ りと謂い 風を待てい ₹ ~ ŋ. き敷か むる (丁巳初夏稿) 事語し貴 開居年々 かくて

# 何ぢややら

た想 となり 勇氣まだ~頼母し と長びけば には入ら 身體は 7 険な 多る みも 0 起きつ瀧 路をかか 事類となる。 弘 かり 定まり のさまを示すに驚き ガの 不治の病持つ身に そろくしじ 0 醫者の藥求むる程に É へて薬を乞ふ。 きも と思へる中はまこと病も病の中 来るや之に 件ふ萬種 弘 いては居られ 3 つ鳴りつ下り のさと、 のとは れ出して んど二月三月・ んぎり 75 白\* ŋ ない死し 平癒の なり。 暴半分に打捨つる なりけ K ŋ 薬石めば病心 ななかなら 或時は又俄然 りつ」、我が さらくいいと け ŋ 半年は一 カやがて生成 るよとの 82 0 一喜窓にま ぬも生きる 病 カュ 腹は 年沒

カン

よ深ま らんとする薄暮の響 果つるなり。即類熟また挽いすべい。などもなり。即類熟また挽いすべい。などもない。などもない。 如是 き さ思は全人 の上に進まざらん事のみ、覧ふ為め さく心を 微光なり。沈痛の感慨 カ ダ 去き > ŋ ス 7 の狀況なり。 楽も 養生も 也 も只管病 いよ とは成り あら 夜点な 82

ゆのからでは 見ざるはなし。或人はわが傷めに醫者となり始まり日々の書信封を開けば亦病いとなり ら湯をつぐさへあり。人されて移し用るよと説き或人はい 嬉れ るも浮世の常 人に逢へば親疎の別る から 妙樂あるを告げ 或人は醫者の方角を占ひ或人は某處 つざる 日々の書信封を開けば亦病の文字 こるは無き中に有難迷惑の混ずる。へあり。人さまん~の厚情いづ の是非も 或人は其の經驗談を かなく談話 な 御符を持来り手づ は 0 しよし 傳記 事是 礼 カン あ を

春を祭 北持十 IJ 二十二三 あ 型に ŋ わ を楽しみ置かず --L れ れ幼き頃 -六七の頃 なく 頃 遊びてを腰纖細 春龍泉寺村に知る人たづねし歸るさ 15 K は二 なりて文學の志い 1 より な事類な 十八にて身ま には二十二 D り病には ンにあこが いるも及ば 四五まで よく カン オレ かい 馴な IJ よく ざるべ 今の中早く青い とう 生き得たらば 然が T= 此 · i. た る 身子 み L 77 والمال 82 獨公 事 が た L ŋ IJ

着するにお 0 45 みを以てする \* つし 生命 故な國気 か三十 及ば 0 の花に飽きたる後は異郷の でぎり 弘 (2) 春を異 わが世何ぞ今更に甚しく執法ない。世にこの事とを樂しみ得たり。但にこの事 築なし 共郷の 都 酒に新

に身邊を顧れば慈母の繁累をなすもの たるの故を以て來往を遊院炎の女のみ。親戚とは ずる く舊友の深情酒の濃なるが 飄なた り。われ妻なし從って見なし。時に妾を苦れるその傍に侍して遠く遊ばざるの数を守れる て薬を炎さし わ 0 が母今間すこやかなり。 み。 思想 なり むる事あるも幸にして皆子宮内 放とは風に 7 避け 15 00 至岩 愛春光の暖きが なし。 れ たり。孤身まことに 孝心深 ば 如是 われ小説家殿作者 涙禁ぜず。われ き たまく獨りが \$ のあるを感 き 弟日夜

問はず。 たると學士 事本より のなり 90 下其の為す 刀主家大石君 H8 われ ならず。凡を事 彼等各々門戶を張 世上一般の醫家病者をま 111.12 上点 11 は倨傲或者 般の際家を信 石はわが 又千葉の 輕薄となるを発 は卑陋 佐友なり。 機は 他とき 賣名 まつの類ならん わが病な看 たる かれざれ 15 没なく 20 別が 其 た

中等 0 景物がお 望的 よそ首夏の 誰な 新樹は 知它 霜ら 2 露う 晚步 调 の黄葉 傷で 候ら

りたりなりに を認かれ ども 夏が强いの 陽きと 0 去年のや 辛言 色岩 の小 如是 新線は カン なり だ美な 身に き 校影 を 3 6 2 浴が 緑かけり ŋ ほ 花は、 を 行ゆつ 其で來え de S は は黄葉になり。一は カン る及ぶ程に 日中子 長奈 くさまびなす 選が 毎でとよ 閃なの 縁ます ば、 \$ やがて る から 此る 似にて は密 ひて 打部 風打騒い ず 毎と 知し 黄 梅つ れ 0 つ。 初じ 緑点 物智 t 85 ば 0 雨ゆの 82 心地 唯な木 とも は黒ぎ 錦え わ 15 晴花問ま れ 2 0 間要 ば、 12 出た 時じ 色は 0 朝港何能 Ha な 飾さ 0 朓东 0 葉はの 1 みて 花法 ٤ 73 do 如是 いたど 夕かか 次に 朝り は な 15 な 果敢 木。 遂るに 知し がら ŋ ts 知ら ŋ \$ 岩泉 然 友が 0 0 きよ 0 0 10 愛がね 寒意盛艺 薬は 日中 < そ れ

共その

如是

で葉鶏頭の ŋ づ 葉鶏頭 0 萩嶐 2 け 7 ゎ 一月等に ち オレ 一件も 十 早期 B 花法 葉の ---0 より 月半菊花盛 12 み 浸く黄ば 至治 ح なら 萩莹 つべ オレ 12 ic ば 0 0 海陽江頭琵 比台 \_\_ 枯か 3 は 黄ば きれ れば を 行物 0 もおいれる 城方 く薬は 秋喜 まで ٤ を 共に ず。 0 たな衰気 1/13 ¥ 凋う散り愛め 15

さま仔し

細さ 落雲

打部

0

0

あ

ょ

ŋ

冬に、

力

け

て、

れな

人なき

庭に

なる

ょ

IJ

な

くも る

ょ

木き

4 "

0

色岩

カン

ŋ

手では

梢がわ

ŋ

1) 夏なん

力。

け

7

若芽青葉

る

々

3

まんくに

湧か

3

出いの

7

緑でり

0

み

ŋ

をば奏でい 名な 付ず 17 得之 る たら 樂言 W は 15 ま は + 焦ま 月和際記 より 詩し 其や 情 序でが Lal 螺纹 构式

息に そ

表

0

き葉は は

藥

黄

出き

计"

微

光沙

を

得之

安林

落門上

は

7.,

えに

勝る

0

1,

街

0

タなべ

月金はない。

れ

-f-

月台

のくなり

L

此

たき

とも

多な

0

もなけれどそ 高なども 境が色は 樹の 又差 色曇いるくも き木 柳紫 葉は 迎業 黄品 どそは ŋ は自治 木も にりい 盛せい 早場 來記 ŋ 蘭九 商な 礼 < れば くがが L また なり 0 0 去さ数製 夏沙 あ 葉は淡く 日ひ n o 核 L 0 候早く なを去る 色彩 か打っ ×2 0 0 な ざるかで 叫き 木蘭は 3 如是 タか 外くに浮きか 7 主 き ち さ黄葉 + 病意 黄ば ほ 月ました 人是 れ夜粉 し 0 碧紫梅 拾て ٤ そ 23 カン 0 は 一月となり 立た たり。 後電 に黄ば なる 黄き 0 次が第二 花装 0 0 ば 来ら 彼ひ op を 3 根心は 党に ま 大震 み 0 褐色 冬ない 果地政 出い 2 が 2 0 さか怪な愛が柏にのづ 、 残える んとす 庭品 ٤ ょ 葉はむ。

長なく 粉が石を水は美でした。 ずも 趣はか を は < とな る。 が経 暗らく ず 4 ŋ 葉 あ き 其是 に染まり 葉は 政は ح 短さか 7 れ は 時等 れ な 朓流 菊花 荷か 0 cope ŋ は \* 雨嘉 0 何残柳 行的 柳紫美な 8 IIa 公孫 葉は 深刻 いづれ B 0 ねば、 如こ 池片 < の幕 ٤ 0 如ぎく 樹 花、石榴の 並等 高記 0 散落 びて 相京が 水学 公い 葉まか 0) 細いきか 月音 係で 黄や はて 10 散ち 机力 4. 0 0 葉 光照 惨れ たたかな づ が る ŋ 葉散 玄 積電 常幣 心院が言 蕭され 劣き 40 0 ŋ 秋季 條うが IJ Ait's ŋ 初上 を だとも 木さ た 7 15 弘 放し る 地 0 ち く成さ 木 ならず。 池ち 香茶 黄葉看 一步云 見えわ たる薬 隆; 力。 3 0 逸。早 0

薬を常ない 菊言 CK 盡で概念 はて 木\* 早はあ 0 11 蠟い 蠟な 搭き 其をゆ あ カン る げ る 切り樹脂 15 を 00 木。 る事を 相常 新なく L 々数さ あ を 75 よけて ŋ す 0 薬は 來らん 芽め な を は、 な 3 れど 生 IJ ٤ 冬ち 柳 0 至岩 しする 門所に 水はば 至 菊等 花

着ず

好るあ

川系纏

生がか

元は初き服で織す

75

は

03

政告

出流

4

は

風雪で

B カン

き 年中

"

船か

結構という

なぞ

け

増ま 天神酱

は

12

半点を

0)

たる

0

ŋ

た

いないないと

記書

記憶致

政居はなる

其き

ま

人だが一 今發 本に寫る處と 3 る 0 北ヶに 人な 力? は 捨<sup>す</sup>て 無な 410 取さ 屋やに 楊弓き 風言 3 0 障子 相崇 置的矢巾 港東 好上 拂芒 たこ き ま 並な 細言 11 文元 1) わ U た 0 き 10 風が 軒等 しく る を なら き オレ 盃は洗 時 城 風雪管 由計 老台 \$ れ 雨 を記と ざら 言い te دم 聞き 樹り 0 0 の夕なぞ頃 大雅多 のがのかられる。 き 神神婚出 教は 其公 7 中 は 82 け i) ° いまか 遊幸 然ら 中多 坊生 た رچې & 越さ 與よの 給に 0 記章 6 でをうき 里, 然か 好きし 必ながず ば か 4 いと不り なる こと る 如言 \$ 誰紀 時版を 明治 節等 題だ 之れを一 に干 文字 落芸書か き か 13 L 薬ば は 0 3 世 ٤ 唐人孫紫 掛って たる 年党の 代信 ず 14/3 1 だ御 文がき の版を 2 讀 \$1 なる の草湯 TI カン 風本 店なませ 10 ののの側を違ん せ L か 好客 世 6. 火がが から 90 0 初

同意物やつ 凉 ľ 同意 巷をた 如影 of the L 町参 からず ľ 今としたが 秋至 と雖看る 立た 富さ一点 き思知 ち 照ま そめ 人公 から 7 0 浮るび 水等を 句《 0 の心気を 7 を 见双 球 屋中 る る 時言 \$L TS 0 ば 店盆 IJ 其そ 0 まり 先锋 かい 0 \$6 15 のあかむま 身に よそ看みには 前ぶ 蜀ぎる 0 亦是 房公

葡いと 期間 弘 1 见为 番点 は \$L 切 上があ 0) W ·f-耐力 ば 子な 小老偷你 ٤ 珠 3 薬は 棚宏 N 75 逃 1) of. ریم で葡萄棚 似に 露重 光温に げ そ 1= 風言秋草の 证力 風な房金 ののの下流和常一とる

1)

内語ひ

事じ樂さな 15 明かり 手取り 勘に 北北 1) ds 1) 明是 す J. 3. あり 田倉 < IJ 中には 、迷いい を第言 聞言 込む き 多く 恐急 が オレ 今は B ij いきない 鼻点 7 唯た 明是 遊び わ 代符 け 無" £ 1)

の土造里 額に II 湯中 生文だ いえた 温温 篇だ (藤宙外子が作 局島語の あ i) o ŋ TJ. る の小石川柳町に ) o 寫言 たる 著な事を 天外子が一場り場 也 5 今戸心中と地である。 きき たし 後望は 寧ろ命 草》 を 力。 の漫響 於 指が を 松等 描意 -C き (2) -} 力> 一度 波なに から 明治は 1) 事行 ざし る Z, & と題言 2 筆言 一葉女 時に好きのと 無なべ を 3 넁-

IJ 丹奈 島崎藤 73 N. S. 村子 ま 3 が IJ 危さん き美 文が 6. たま 1/13 葡" 又意 明萄棚を やさ

3

浅草傳法院 過ぎん れ -) き せし 淺蒙 草に 大龍 とし が of the ŧ. 胸な 0 に浮出 な ŋ ぞ あ 裏手 忽ち る 7 あ 1) 消息 風か 出。 IJ 75 15 17 づ 田だ 3 る 1.8 街ぶ K る 雨意 ならさまいる 銘いい がに 何菊がなる 添 0 (2) 思想。 出 0 收员 結合物になる な 小公教 1) は カン け カコ 0 秋引 17 を ŋ 0 透り 李

思愛の

IJ だ

巧党 は 3 を脱ぎ 日草 L 開き な 11 は娼妓 馴 者に於け 就性にしてした に得 の人物、 ŋ \$ はにち 75 れ なく気は オレ 博 し得べ にやうに思 路者は C なす かんつ あやまち き ば 遊女に 親切通一 K 15 8 -Li 其老 ~ 15 夜节 0 0 似に 更為 力。 0 筆 0) あら 胸中を たらず がな 獨是 る 認診某先其 らざるも き 0 0 20 を生ずる はる ざる 嫖う あ あ 1) 礼 病 路者にして は 遍ん 際界に ŋ 0 用源 ょ な 病なった 0 が まりと 罪る 40 商智 0 0 れた待遇 人はざる は全盛 如い 娼妓に於け 等を 0 0 賣 なり 何为 3 事じ 問いふ 以以 を知り 思を 上らず つ 質っ なさんと 0 の事を思う一 病人に 不必 0 並" 職上 ~ て は を どう に出い 世の U 35 15 ば 其を 望さ きし なく んとし 至於 放落 馴な あ 0 む 術巧み 木 傭書家 0 0 れ 事病 が如う 12 速かか ,般求め 精神 もよ む た ŋ より ば りのなき 是實 7 数 事 孙 れ 而法 L 通がに 以為 焦さ ま 遊らば ろ 人怎 寧る 0) 落がな を す L

> 此二 ま 13

類なな

0

なく ŋ

な

る

B

0

٤

か

ap から

路者は くと引越

を収り

る

ま

人と

7

引号

越记

心のが

0

3

は

気が

す

加る。に んと闘法 病人を 状にをする 慮? 態度 人を 1 果に似に 度と 度が房を取れ は ŋ を は 示さん て ap 0 器を 新き人に 確だか 深がく な 先先生 IJ 根和 か る 先步 の病 問法生活 事能 弘 る 3 ま を思い 5 はざる 90 至於 オレ ま る 事是 IJ op 度三度に 、 病気 郭色 2, 3 公二段沈痛 女かな 思想 時男を 115 あ た挨拶 ŋ 0 圏に 心をたし 0 やら 0 やきも \$ 及なが を以て 6 むる きて な が 度と き カン 病智 如言 ٤ を 1 8

なぞす エく ざるべ 本との 1= 15 to 0 人間萬事天 話な 發きる ts ŋ とも B دمجد ŋ す \$ 0 近点 5 Lo オレ 0 名門 限智 あ る 0 ばがない 下个 op 6 Ŋ 75 0 戦争に は 手た 醫者は建築家に 其を カ> 0 事 妙樂悉 井はっち 行けけ な の來語 る 直流 なだがく 0 6 初かっつ る 1) ぬ故大工之 修繕 3 行つたとて 4. る海 一來だり たす 悪なく 聞き は打拾 は < な 所なっ 效から け 無いない たあらず ŋ 取肯 ず あ なる つて置 90 ŋ E 一人が十二 HE び正侯に 0 切 事 本先 華いたが 吏 杉 人だん 府 7 15 病の 根ねつ が 弘 ٤ L 最後 占っか o 山道 大だ 學管

> 術的 15 恐虐りる を 0 0 保は け 護 大红 を以て保 此 如言 3 殿加 全きた 修ら 網方 即在 となすべ 破景 却 跳

天下名という。 携なって 数は 讀書散策今 ふを 深が者とを が 数さ 青星 10 そ 入いの 舊友 L を く慮る がかりまうは 器を 來 ま ill a から 力2 W 慮 た たず なり る あ 得る 方は一角に 事を 砂な 7 b 選言 3 ٠,٠ カン からなった 示的 ず 能 0 狗淮 る は L み。 忘 さ ريم わ () なからざるべ 0 術は 0 思想 ٤ る。 、わが偏僻 んべき 肉に 意を が し。 200 れ 4 のま」な 昨 福品 ぎる ず。 巧な オレ 15 夜空 婚下に対も 柳等 より進さ 0 拙き では後ず 生命を 15 オレ 像芸 術に じとも 0 な院長 性を < カン 果结 事 んで 巧ら は ら 何さ 有 75 450 な 3 知し 47-が いる。 んと 服影 當落 る 無也 3 步 人だや 此 及艺 0) 無也 大寶 4 が妙祭 花戏 已经秋) あ 欲為 H) (2) 0 題言 手で の診断 よま の精神 よく意 -}-魅も ŋ \$6 げ を カン ge 11 2 下系 げ U わ up

後なる 公言 刺り 大牛 場ば 路 酒品 U 近常 野湯 ŧ)

な 15

草青々

は

砂岩

を

敷し ts

九 0

立た

L

0

處に

用き

红

餘よ 利り

計

土と便気

5

'nſ

カン

红

所は往常の

1)

歩あ

き

水

たる

11

以も横き

0

0

左き和佐 答が 京意 記 意 意いす 服をくこの 7 10 7 他たて 臭気 財命 不能 從ふが 門か 0 電人 より 7 0 は寝衣 -事 言だ 15 る 日程 時也 隣家か 常をえ 舊まち 稍 窓み 0 0 住す は 足ら 代言 雜き < п 24 2 0 離りの一己き る 为 を が 福だら 沓を 0 0 0 頭索 土と移う した 世よ中等 ~[ा 生芯 皮な 吐は ŋ ざ 0 は 是中顏陰 ば る。 た き 手に 活。此二 根和 と外着 ŋ をあ \* 7 を L 正 を渋っ 10 捨て げ ŋ 傍ぎ をなす ス 力》 0 3 な 至岩 万した Ha 時代に 0 垂流 昇のま 奇·è n カ き 我想 B 調り 7 は る は常たり 0 人と 赤為 雲ふ 散き 家以 った。 0 2 邦於 0 命中 脂 文学 湯ゆ 衣い屁べ न्त्र 熟然と を フ ~ を あ 3 坊はら よ L FL 仏服さ 生き 小に 明治 屋中 き L 知し ŋ を を ٤ な u 風か ま 僧等小等 0 す 6 新能 0 15 3 ッ 75 な れ た 平生人 郷が 便礼 行物 蛔台 る す 通海 程に ざ ク ŋ L 0 能よ 50 如是 人是 3 最から 度と L コ b K る カン あ ず 下宿家 入い あ を 雨象 き よ オ 7 は難になったはいたなど、たないと はかなるながなけれてと ij。 からなな 小りでん 即なな ŧ 知し 去さ 10 ŋ は つ 3 1 野ながれる 窓を 0 服を 言葉か 5 を 6 酔き釣る 用き L は 0 0

子 載。な き長さんき際のが慢 らず。 会だる時景に 知し が 倍きざる 惺する みて るの ば る 75 古言 す す 知し る わ K 世 を 15 柄心人な れ等今まが如 機さ から E ょ る ょ ŋ 0 忱は 0) に道言 駄た 冠が 社会會 至岩 L 1 は 1) 3 0 10 < 會 來なる 便心 別以見以 TI 如定 筆な L を け る 知し 婚葬 る 75 る 稀 唯場 捨て 階や 可べ b de なく、 所言 し。 し。 0 き ٤ 上が な 温まなと 處に 心な 111-2 子だ ١ 同等 は -1-4 IJ **今**2 待ち合き 喪さ 質に 默人 濃な 適る 15 is 7 知し とを持来る 0 人な +}-酒が屋や 心意 人な 视 を を 0 0 る わ 事是 いて深刻校舎 何 無也 0 時は 通引 ٤ 度 は手で 0) 4 に食がない 子 Z. 西常 たる 新たら 用き は 事是 を じて な る 尚修 銀門 JE Ç 大学など 段先 徳利 從言 あ IJ 2) L オレ 7 處な 料垫 心に 心儿 なる Cope L 事 共 0 0 を 8 心なっなっなす。 نع 學療 は 下,理》手下 草。 加い 老 事是中等 72 な B of the 11 習得 知し ~ 唯たは 駄た 修さ 屋やす & IJ 1) 1 用乳 を 2. 0 0) is は ٤ 禮机 0 ŋ 灰点 8 る 0) " 0 20 所言 を 公言 處さ小賞 を 履は 下げ 24 ŧ 智管 あ K は を る れ 流学 髪が is 鼻は 脉上 足で 新力 陳の L を す 學的 0 |成% 兵^ + は なく、 者為 ば む 見二 港党 知しべ 換か 瓶 ょ さ Vi は 英を た 行がされ の花は 省市七 帯でふ カン Ŋ 7 慎から

できれず にないにない にない 上流太郎 を捕ぎ 余は 世本 家れて 禮な社や帝になる IJ 3 を す。 る ょ 10 を れ る (2) を慣らず かとする猫さ たる 統言 to カン なり IJ 新光 を を 渡る 長祭 选点 以 動調具 御 3 聞之 視 0) 大学を ne l' ざ 新光 寸 愈 ま す を ŋ 0) 刑ない事 拷等 以鳥 君允 外した る 知上 人と 居和 松 知し T 不一 れ 人な がを書た 0) る る 型みな 離紅 b ab. 問》 7 記 政党 る 0) to 來き 新聞記され 0 女 報に ょ を 0 0) 7 分だを 力2 た 0 ŋ 形设 獨と 愧ぢ L 來記 る 上され 禮れに は 力は在はだ ٤ 猫さ 敢さ 興ら心れ -j- $\times$ of. れず IJ あ 至岩 のあ 知し たいいき 人是 0) 快台 有無い 恐なる 《信所》 × 0) 4 0 ŋ を 如是 0 L 授李 は 事心 を れ 行みず TI 九 n, L き 泥艺 1.534 7 と言す 'n 叶上 摇 來意 知し を 樣 は 4 過す 0 解息せ 責き 其芒 11 11170 責也野門 0 る 探訪 から る を of. 野人だ き 私方 文學新 れ 75 女 る す 如意 7 示法ば cop 0 ¥, 8 0) し 高子 は は 所言 相感 亦等 然か < 新光 緣元 無些 N は す 0) 員% 天沙下 す 就 る 當等地 野でに 野に在ると オレ 聞光 外か 相談 十二 0 gr. 10 となぜが ٤ 文があ を る 年势 々尾を 0 品品 ij 下是 ŋ ij 小売に 0) る 文が上 事 8 者の 0 に密類 ေ 年ン 2 世上所言 自力が 晩け 乞食は 泥岩 3 ぢ ŋ 構立の 行き輩はざ 飼か 5 0 75 を 垂た 水な は

たるを見、 はれき。 しく 程度に、 がら、 精合いか の於を われ其頃 忽ちわ ~ あ 力にまか いゆれ動き とは ま 薄く曇っ 0 過 ま ŋ 本質の が たす時もは が背に (" な ٤ 小説意 7 より ま 栗り鼠 カン る 女はわ なる ij は熟れる一房の となる 女人に教へ 步 に攀ぢつ。 何德 方に木魚叩く た 0) にや、 ば事を て となく いいが れば早っ 虻気あ つやら 早く逃出 譯を 荷等 が 身を なる際立 ŋ むる ま 問さ 意い 一の房を引い 片覧を -彼か وج た飛田づる葉越 外也 は 送が たそ カン B Ċ の取分けっ 0 ほ 0 まく なる どに、 音ぎ んと 7 文豪が好んで れて 出 る透明 思報 が 7 0 it はに高な カュ る 7 ば、 曇り 再び葡萄棚 也 わが補を 門のみたる ゎ のモオ 心にな 7 7 低く重 柳をお はあり れ 傾う かとも きなな i は L くさし 易 Hu パ そ ح 0) 秋季 す 0 0

内等

れて送に忘れ

事 事

0

とは

ŋ

H

ŋ

怪さ

35

情有り

やなな 22

(大正七年八月)

する

巴水

里"

0 0)

क्र

in

屯

あ

1) ts

気げ

なる心地せら

谷をか

かっただけ

L

7

7

代々木に

~~

L

Ē

\$2

Ł

たなる

Ses

わ が草廬 0 新年 新 聞紙を手にするに東京日日 例だに よっ 7 無為 聊 ts す 事

> 議容易に夢文の精とにこれ無ければなり 人をし 催さし つて一丸な 範す。 づ あ となすべきも から襟を正 今日文七 らず していのでか む 上繪入講談筆 しるも の解なく理路があるとなせしも 0 ٠٤٠ ら襟を正 文 の文だし のなり。 山端を 章あ 余先芸芸 名作に なり。 や其の の實に 11 清涼平寧の極景高の情をせいりゅういない きょくょうかう じゅう と拉甸文の容 始整然聊か せいまだいる。 の快いふべからず、 0 我がが さし 對た 先艺生 先生 7 2 を見み 0 7 反覆精讀 文章に 指衛 する 株常 如き 場外先生の むるも 一の文章は の文章を 出た 扩 し が如こ 加い語 和場場 L 海 造の跡な ・格調・峻、散・老される。 ・ 本という。 ・ 本という。 ・ 本という。 ・ 本という。 ・ 本という。 ・ 本という。 ・ 本という。 ・ 本という。 ・ 本という。 ・ 本という。 ・ 本という。 ・ 本という。 ・ 本という。 ・ 本という。 ・ 本という。 ・ 本という。 ・ 本という。 ・ 本という。 ・ 本という。 ・ 本という。 ・ 本という。 ・ 本という。 ・ 本という。 ・ 本という。 ・ 本という。 ・ 本という。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんしい。 ・ でんし。 ・ でんしい。 ・ でん。 ・ でんし。 ・ でん。 ・ でん。 ・ でん。 ・ でん。 ・ でん。 ・ でん。 ・ でん。 ・ でん。 ・ でん。 とを放外り きき 0 表分 所以なき 思あ 題だ 7 を常と ば ī 文だとき 0 n o いたか 7 間点 \$6 3 0

載っ つぎて 世 し。 ح 0 傳を連載 先生など れ につぐ。 去年秋 る で喜ばず しく 社新春 正月 れ せら 10 しが未終 其を 统 こる。 つて 先法 間自ら脈絡 先 たせいまなはち 北條度亭の 一家の傳経 ら の紙 のざるに年早 新 聞え うて 上京 紙 上党 他の文意 傳小島資素に あ オレ る ば 所感 幕末 他 弘 (1) 老 4 0) 0 を 記・以り傳 如正家か 湿っ 備が き

を排量する

10

して今日に

0

ず

して

これ

改善進步

敬じか 1 策を稱へて議論を賣物にする人士の説と全くできる。 きえ きんとし じょう しんしん はいいに在り。これ常う没に礼しきいい。 るに非ず、 その る 類に優け 我に は外回 は 胰癌 特神を異に 天下から 後き がする しも 小芸 顶光 は、 00 人に對 文艺 して新時代 先芸芸 縣是 我热 而力力 して余の する の人として内に って L 新光 而此社 外に顧かいり が特別の他は 重要な 俊 所言 なきに 小当 新光禮書 な 特に先生 後 司 J) o みてこれを云々す 遂るに なきを嘆ぜらる 至岩 オレ 篇 省 成な 济上 0 なり ることを説 3 る 3 建さ 自ら 所に ζ

對する見得と 恵然たるも 風説盛なり 何の貧民窟は 政策大小を論ぜず 只管外國人に對する かたすらぐわいてとんだ。 に萬國博覧 及んで 鮫きケ なるも と外聞とに基っ 足らず 見みつ の進歩 橋に 何在り。 Ð ٤ 红 0) 0 貧民窟 その通路 はこ なしとせ ومه き 礼 會問 なけ 然かり 博覧会に れが大 催 この一 れば宜気 カュ 其 に近ま ざる として西洋人に わが 計艺 虚榮に過ぎず (7) 0 が邦社會百四 まる依然 *†*= 事也 11 計以 見り なし。曾 めには 以ら く取時 あるや て萬事 造 お流気ふ 般光 西芸四芸 あ

身何ぞ能く堪へんや。 れ合病苦に 兼か 02 る 詩し 後を 以多 す。 (大正七年六月) 寂寞た る 如二

たま を帯び 者語むる句の漏來る 人或は けんべん れば 0) る 窓を る を 旬は L たる 烟竹 を地地 知 日 0 る を 0 不青閣 開庭異 わが を終たる みどり を以て隣 L 香氣 わが 花法 < 早人 き 飛び 様なる花 初泉 郷で 0) を 長な 电 放法 して其香氣は梅花梨花 な 躅 重なく ま つの清風 散ち IJ ŋ てる 0) くに かい 俄にか 0 の廚に林檎を 花は ŋ 0 楽ること あ 0) 3 となす てい TE な 0 はまし ŋ 0 し花卉を愛 繁茂 7 ŋ 15 月できま 色岩 携なったっと 清洁 新樹 常答本 弘 凉 称で 金色の ~ に近 Ľ 々とし 0 歸から なる L E 8 为 カン 7 タよったべ 鉢植を 焼や 愛する人の 盛かん 似に げ ろひ行 此二 き てで かっ 花台 忽な 3 にて に甘か味 した言な 蜂蜜を の高淡 粉風來 年热 れ 电 をすなはち 科や今え あら 蝶系 ば、 11,8 あ 甚なけだあっ ずかかか 花台 わ

0)

如言

べく六

郷だ

L

象等で、

の其を如この

如し。而して花瓣ならず白なの色は黄ならず白な

花瓣

あた~ま

L

たる

を施し

し。

仄に臙脂

加の限取

を

な

步

る

は

正書

して語 屢く 丁い 東い 口を 大きの 木き右っ 難い 長郎 ۲ 五月薫風簾を動し、 とし は れ 自 れ た 閑 類も 先表 木門 年沒( は -木ち いら名が 云ふところ た其を 1) よ 0 讀 って清り 來清花 似に び 0 0 あり \$L Ho づくるに來青 行くあ 古言語で 花に 未 0 詩し ij た の解 名を 稿か Ĺ 才 IJ 及草 0 を ĪΞ 被望 0 0 ガ ŋ くを忘る。 逸興遽 を反復す 知る ほ 0 ダ 間急 亦类 家先 る て實物 とりに がたほ 門於外 丁品 滿克 によし b に信ずる なる 0 のを見ず。 れ の三字 かども 不詳 先考 L B を 來許能 外える きり 15 才 かりを知ら 所藏 し。 ガ ٤ を るに足らず に苗 を あ 知 Ŗ 古夏なべるり 此 母は Z ŋ ₹ 0 ってし たの大さ桃ない 様に に於て 15 W 杢 Ū 12 3 然さ 木き 0) 問 だ ば 時差 たり によ 醉る れ 今是一 首は余よば 为 わ IT.L 0

酸を候ら花品のの瓜紅を ない、入いの形態を た、入いの形態を た、りまれたを をもる。 詩 爪紅に 形をな 其を 花装 ば の花を見てよく北京つから胸中に浮か 一花開 Ļ たるに譬ふべい 香風 8 臓脂 -0 き で、五月を 中多 川の色濃くな < 坐す 水を 九 過ぎ 此。 花 牧學 や、秦淮林陵 を 0 そ六 花に相對 心大に 學是 10 町がゆいたかの ま 月影 が 霖 して強いのである。 2. L 雨 0)

> 度ながる、 変す 造が 馬は考 樂が、府が 對たん ヤ はざ わ ず。 力。 76 む を れ わ ラ 想き 0 る 異郷 艶史 深家 省みかり れば から づ ことを得べ 0 像さ を 昧 オレ 悠々として除生 遊りいま 花 詩し から L の花木をな 中華の ば れ 歌俗 0 香に 桶: 類をなる 茉莉 わが 正書 必先考日夜 四十 概分 絶の K 曲 文物を関 進ん を想起 疎る 樹湯 里 素深の花と L 入る 0 慚? たでき 0) 模様を ٤ 废五, 洒し 通 花览 夜愛讀 0 -6 の性泌に 4 世 樹ん 脱ぎ 歸か じずんば 此常 の美を服 を くし 南欧海岸 なる 0 ŋ 如是 10 华 而宏 風き 3 て しがき 提が 2 あらざるなり。 L 月記 獨是 (7) 致 てとの なら 前党 0) 即 に彷彿 を故ら 夜よ K 吏 7 るを見ば、 ち 思热 れ 風雪 中等る 萩蛙 至岩 3 O 9 光的 うかっ ŋ 來青花 到公 園 んとせの な 'nJ~ 南东 わらざら たら 0 なり 思な 物系 船等 カン 清本し、 花纸 U 先泛

風等 近 快岛月彩 な 0 某等 你是滕 良力 を選び、 · ± 、先考が 入い るに 寛勝子: が 0 隨式 帰る 省为 天系 (報) 詩話を開かる を看み +

當是 \$ は 7 るべ 0) 玄 0 た から 善良 ず む いないといけた 水上君 なる る に足る 也 心は良家 0 7 なら ap よく新 否な 0 子そ 古人唯嘆息 本 者に変の変に 制芯

> 然か む 3 れ 20 75 き B わ 欲等 から て止き 骨友の 宜 L 怨 歸言 (大正七年正月) L 7 物ぎ 0 留さ

果なし て森 咲さく の 上さ 昔を思えると t I) 紅きの L 用きた 0 < 6 ŋ 17 意とて にわいも無くずの應答甚わ 腹はなど 孙 0) わ にて 今年 は 82 大村の夕月に黄昏のな然るを春風やがて 然るを を 校 れ ¥, 75 に心も 身は 思想 に寄來る場合 おき か なくら 0 K 也 しくま 男や また ま る ŋ 初 たき た 0 机に 顷污 また情なき 喜び騒 礼 づら 底 が続じ 0) ą, L の色鳥打跳り で空湾に 2 L また 7 t 8 向象 きも ٤ 2 は 0 Z, ŋ がて口に口に み と打がりて、かなりをに んとは な ~ がが 身に 夏等 L 取肯 Ł 空気ゆか ば、 折背 礼 じに ح きに 0 出沒小 の単衣に ば、 めて頻い 故認 B 却でって は は す 袖き 思むひ 造湖 治はせ 0 ŋ 加台 ۲ カン 15 82 永さい 如是 類に ねてもさし L き ~ 0) \$ 夜や なすと 緑気の 正なっておっ 時節 カ、 わ あ 南軒曝 存れ 人々あ 無い け れ居蘇 た 遊き 7 ほど いふる 0) カン る 7 職等は、たる 聊些 雨意 は  $\equiv$ 顷刻 は微波を は年費し んと 世よ句は 7 涯言 15 10 7 ま < ٤ 獨立 俗う 獨棲 を ŋ 0) ばん は み あ 1) to カン な 三春三月日 聞° 春°草° 亦葉址 空。 宜さを 白。 聞きの 時後できが 11 弱に 緑な

於て 風雨 悲なし

6.

附落葉

0)

2

Li 0

华。

7

書。

赋心

寸

能於

余省か

日差

向常院に

殿作者京傳兄!

亡後の労をい がを版する

除る 京山百樹

V

0

際を

讀

2

余さも

do

その

生前自ら

墓

全に b

至是

ば

孤亡 する

獨言

ば身と

0) 3

00

要言

0 樹品 思なは

余片

來

参

禪光

の意な

なく

瀬

な

3

ıĽ.

地

して、

カン

大三 あり

地ちら

ながある

せ

唯空

頭き ~

暗鳥

0) 元钞

啞ッつ て

15

做な

3

意あ

0

1)

知ら

んと 3

す

を

知し

1)

江から

中なられれ

就中葬喪の

闘な

L 0)

7

は

陰かたちまち

なく

たら

とす

3 催す

時事

100

老等なり

ま

た 色 15

更に一

段差

0) 7

悲愁を 滅るば

0

花

溶 を

すっ 看外 面完面

夜に

L

カン

IJ

鴻智

H

る 雨

わ

けて

たる

枯れれ

1

枝しん

き紫紫

6.

3

7

カ・

出

6

たるを

見ん

萌! 頭等

たく

也

れて

を近れる

の二家共に

そ

遺る

骨を

當等代

0

禮より

移る

0

7

葬喪の

儀に

及

び

つぶさに

屋でなった方

はる

7

がの種々なる

異例を學

げ

森先生 婚えか

0

健がんなっ

事日々

を重さ

きず

る

K 0

造羽子

音楽 7

稀に

破風

3

U

<

横町

引

カン 0

0

松の

内学は

病害は

抱

0

終点

0

事心す

しを去らず。

不生养喪

L を

ざ

ŋ

事を説か

たり。

余郎に

不治

0

事に

4.

て聴き

カ

٤

欲

す

る

0

砂さ

カッな

3

然先生は

(1)

禮養

成当党を讀

みて 3

わ ij

> 門外を 見るる ر د 0 Sp を 11.13 草等中な場 愁忽 0) 7 身马 MF. 笛吹 7 屋等 何が 隣り 後 なく 加賀 3 竹林に 故學 なら して 0 念: 少女芸 ぞ、 を 15 も我は荒れ果 思蒙 L こつい行 場がま は 0) 2 IJ 歌だら L ったふ酔い めて く書は るよ 然空打仰ぐ 事是 鳴なば -1-が 騒が 笑語、 は地へ なら 4. なり。かなり。か づ ざら れ 施り浴 がい カン duct: 深刻 限行 6

规。

130 IJ

憶三。

な

ろし。

既に病薬の夕風に散るあり。

青き木

小の古楽黄

いっ。梅櫻

のたぐ

からず。 是れ無聊を慰む る (大正七年八月) 快台 事たり。

L

所出 見以

すます斜になり 日盛の暑さはもとより الم الم づけば軒張く ってい 70 日ひ ŋ の暮れざま て斜にさし 込む にあ 西日 わ 玄

が如き響す。 つ。庭樹のそよぐ音折々高き處より水打拾つる にあやしき力こもりて、掛物の 煙草盆の灰飛び散り、机上 時日に 軸床の間の 變ら の瓶花また落 ねど吹く ね 壁だを 風な

異様の形をなせり。 ばかりなく澄 空には雲おびたいし みて 空を く湧出でて崩れつ動 色雲 この間より見 れば云 き

で肥えふとりたる芋蟲を争ひ 蛾類に終に上る。雀庭の飛石の上に恐しく きる たる肌にさと吹く風心地わるきまでつめたし。 新竹漸く伸び其の皮風に落 まさ 啄 む。 れ ŋ 汗製 3 ば み

何などか、

何事か。

K

つみとれ。

樂を奏でよ。 わが胸に昔を覺

ス

及

ル

ヂャ

0

に見るところ。 夜々火取過讀書をさまれないといいますないといいますないといいますないといいますないません。蝶を見ること 窓を開けば天高く星斗森然たり。 夜初めて長きに驚く。 と春夏にまさる 是立秋 0

(大正七年八月)

後

き暫く先生のF文のみを掲ぐ。――編明亭記なる一文あれども本集には之を、断腸亭雑蘂巻首には庭後陸士復山氏の三 者省斷

音樂と色彩と匂ひの エミル・ヴオーケエ

音樂の記憶わ 花をつみとれ。 逝きし 音樂と色彩 き 律 日中 を呼び のうごき かと句は れ 返さんとせ K わ C 宿れ 红 れ 0 に何に 記念 ば 憶 ひの記 わ オレ に宿と 憶智 あ 3 ŋ 0

わが無人は打笑みわれは泣 われには色の記憶あり わ わ れ思出づい れ には 色岩 、紅の黄昏に、 の記憶で行る 忘れしものを思起す 3 H ij

(『珊瑚集』より)

秋 0 たましき笛

アア・エフ・エ p オル

空は涙を ぬれし おだやかなら 秋草 0 樹木はをの を吸る たまし のぬりまぐれ き笛 は泣く、 7 3 80 れ。

小鳥 花装は そこには四月の色もある 5 れ は 36 き歌名 飛び去る彼方の B むろに枯っ の開き ゆべ れ L 野邊へ 1E

色者ざめて旅する君は 寒 も曇り 3 恐を 7 歌を求と 君は小徑を行 君家 は悲な む L

今ははやな 何い秋季時でと ある二人して とから の日かわれば U. なば返り來じ とな 喜び聴 は りし 文笑ひ 君が き 7 眼 其での 眺為 を 8 ん 歌

(『珊瑚集』より)

こと み。 艺 do んがみて 3. な は ともに夕立 市し 白魚、都鳥、火事、喧嘩、さ 得9 兩名 \$ 言元か 妻記 狂きな を得っ c そ を 王梦 そ 0 る 遙。 わ 0 0 可口 カッき 主人 此る 五. き 夕立 を以ら の張松の 7 カン \$ 事品 有兒孫累。 Ą. か最是版 K 婚 中海に 0) あ を 15 慰む を Ĺ 如是 7 農ない ま ま 以為 描熱け 共そ た東都名物 人 べくに て H 詠詩 0 0 費を給與せ 0 カン よく書册の 賢か 詩し 未必雲烟 て子 不适 く詩書を購ひ あ L 風を 當面問。鳳 0 合語会 不遇孤獨寂寥 13 を \$ 7 南外 外他に る 得っ 初め 0 0 賞ら 余り 趣。 甚至 多 を 3 0 は るも 深宏 思なひ 富士 如是 を 得 せ 風。 (大正七年六月) 家か 自° つ 物為 r 0 何。 自也 入を慰むる 張林安を娶 如。 此。 L 筑? 0 な 0 は (2) L れ 0 家か 經院院に 悲境に沈い 小。 唯書が 波性 まざり を 却。 事。 を記る と恋気 彬 0 厭い V 0 將° 于不 關。 の別情 中なづ 愚 鄉。 桃奈 ٤ U れ 80 を カン 世

0 世帯はいた 7 興

たる

が

鍁位 す を路 感 るさま 冠れた 際に が 祭さ を 雨5 拾て 描熱 中等 0) 3 た 間づ な 景が 3 15 13 物さ of 行家は る 男なる 3 オレ 大大 余よ SE'S 0 ろ 见水 ク立に (" 也 1 いいいます 狼 声) は 國后 独族 TA. 0 圖づ

が御腹河岸の水の腹河岸の 立と皆人の たかと 治ち き大智 行助が作 た しきり る 多 深かき 中 0 知し 作る を 4 あ 火なり ŋ 3 る 作者 雨意 ٤ 鉢生 ٤ ぞ こころ。 L 知し 0 カュ 15 木き 何您 れ は む。 をり立り ばく を ど 清元淨霜頭 新学 常好津海珊 H 水また る 男先 0 ٤ 0 のきょく 神殿等 女合 雨雪 は、 20 を A 0 緣 正が 文句 を にニ IJ 0 名も 新等 一代だり 折背 8 3: 4. 夕か 七 だ ŧ 0

夕立襲 築まり地方 鳴いや 10 腰亡 來 ŋ み 來書 止 を 7 れ R L たる炎天 掛か 柳雪 ば ľ が ま カン 5 中 つも 大智 わ け 九 カン 雨喜 7 電で る 12 地波り 代地 IJ 車に を 0 0 雨雪 行かか 面は は 日知り 俄 Yal pr 電光波を 風な 0 和 V) 人形町を んかす 望り 岸に假住屋 半歳ぎ \$ ŋ 下げ 力。 あかり ŋ 駄t 0 きく 湖 茅がやはな 没草橋 複は ŋ 樓 じく 門为 ~ 弘 き もるよ を 乾坑 に至は 居 75 L 過 街によっ あ & き 力。 낸-\* 後 E ٤ 來\* るに V ま 見み 頃言 秘さ ね 7 が 電影車 持的 F. る 及な な 7 7 間意 る 事是 きてす 暗澹 兩空 須 折背 ねば なり -0 age of て間に町で 中家に 0 カン 初 歩あり 0 如是

> し。 83 し め 巴ペな 7 7 思想 晴る 1) 7 0 は 偶然 きまと 虹にあること カ・ 地 懸か 11 佳。 あ ŋ 景に オレ 宮き 游 10 接 わ 0 重 す オレ 大切ち 時等 折 油 那是 東京 あ L る 1) をつ 4, 水 碧空

月の頃魔郷 馬に赴く (7) 一渡頭 夕き紅わ 雑さな 寫 山田だ Hi 育 のれ を 時等 船台 3 都 70 7 ソ は た 3 兒 夏东 稀に  $\mathcal{V}$ ŋ 女 雨 河办 家名を 渡 タ立ふる 上 死是 ŋ 0 第2 0 緑 タかか ラ 7 -) 林光 和写 が 関るロ 小萼 ع を な 粉牌更 北部 し。 あ 2 ŋ 0 ナ 晚光 時際の 盛さ 0 1xin 篇分一の中等段を変だ。 处 ti.

妙からず。 夜雨、清 我比 る に足た 漢など す る \$ K 吳 0 は 錫麒 彼我風土 東坡が 白 雨 から を 治される 望ばい 談に 0 初封 心樓弊書を 光 懷 たる詩に 園 景が 消ぎ  $\mathcal{H}_{\mathcal{O}}^{f_{2}}$ 夏 狭ぎ 相袁 詩なぞその 唐韓堡が 似に 人 113 を が 原が 知上類

小二 行 を る な 時窓に くと 地多 れ わ B ば、 が 8 75 草は船 ٤ 斷だ 当 庭 陽亭で 間党 氣等 よ 樹湯 10 0 肤み 徒 奴僕次 逃に 7 わ か 野芸 らに 感 没写 雕魚 る ٤ む 涉 ٤ 0 繁茂 第言 ば \$ 7 れ 年々島雀昆蟲の ば ま 力》 去さ 家公 ŋ ŋ Z Ho な 7 質 関丁來 興きょう ŋ 红 0 迷入る ŋ。 人是 タかかかただち をも る 2 多なな \$6 果なった。 そ はたは 7 なり L オレ 來沒 82

を

避け

L

ŋ

原始

料如

時基

う間

1)

き

ŋ

\$

0 0

等き

米なかっ Ħî.

月台

千石

等すの

折背

關分な

單行を 徒でも 柳らられ 浪ら 藤明花の け 俗で れ 金え雑さ 4 気に第 称きた 3 7 0 拙き 長常の 3 新作 15 泉る る 博作 な 本に 0 心に 0) ŋ 強は 文を表にくなった。 \$ 文だ ŋ 港か 鏡花 小説を に額は 諸」佐まる は悪党 L 0 3 0 號 館か 行 0 文章 を 1) 力》 樂的新 な L 0 ٤ では、雪さ 見み發生れ 門多 出版 I. 1) を る 7 等的 を 着き 0) に附写す B 一的を 評壇の 際賞に 余が 版が 黎 2 編品 書は 0 手。 無な 新規 かい 集と を は な な み ば を ٤ 第 員気 世 主流等 文學雑 地ち る K 待等 人 る株が説い 獄で以いぬ。 解と 確ち 得る 問える。 T ち Z 資しに 顔だか 諸と表すの 號 是此二金克 I 0 知し 力》 7 平尾 同等敢為 非也 貫え 巻首は 色 花袋 を 子.L ŋ げ 5 ね 5 0 發刊 面間 難先 れ 以為 3 ならず 0 は た な 4 光色 然艺 不ふ ま 認了 よ ŋ 15 ŋ カュ 3 文変をかてなる。 ~ 輯と 0 孤この B ŋ 1 を は 6 市場 共岩 雑言は 本 る 把は ī 草气 名なやが 3 3 00 3 た N 科分 早村北星齊 0 所言 名な 持ちて V 0 諸是 れ ક L 選がに だとこ 文が現は をおり 子儿 2 カン 賞を 3 ٤ は L か わ 7 6 0 る 廣急 の他な類の な 70 な 7 は れ ま 現され 長統通るば 懸か 75 入りは ŋ ŋ 津 人是 れ が

L

人な事を の 夢藤 力》 中なの す K 毀きを 齊出 如正 多なは 夢は 懸けの 去さ 3 0 藤さ 験さ 萬湯 知ち さない 巻に か カン n 溪 名は Ŋ 4 学 世 れ 舟ら 朝る 選がおいる ま 等的 L 0 雨 L P K 0 報 大家折々小い 电话 し短篇小説に の残れ んざ 0 思蒙 0 短篇最 红 す ~ 常時時 6 松居松葉子 家和田名 0 ば 哀な 0 ばそ わ 根如最 懸か 也 れ 功言掬意 余も 賞小がますがなど な B 3. 150 10 0 成な 以い堪たみ L す \$ 1) 0> 説さっ 30 前艺士 なニ 名な某事 ŋ 唯た 0 とに th 3 溪と 作等 15 \$ ŋ よ 人には た し度と ま あ ŋ げ 等 45 ŋ 3 と云か は たづ ŋ ٤ 味 7 毎週萬朝報 あ りき。 あ を of. を 11 ら 浮身を 見るあ ZV 6 應要 りす れ 7 80 \$ ع 文が変 又差改 ŋ ば L る たる L 記章 L 力 が 者上 歌ら 易 憶?

身なれたの等る 浦を近まゆ。 Ho ~ tz B 金売を 風きし ŋ 文がの事を わ 新出い 葉念と かご 42 を れ か壽門松 葵中山 1117 X, 優かい 記ぶ 幕に 友は IJ 新儿 よ 0 稲に 伊い 油户 1) 井る 井る 作為單方 ま IJ 紅き 東き 行 0 L 葉紅 を 第子となり 古典 明治 此二 3 の本意 治ち 人 番5 出於 子 小島文篇 力。 が 世 瓶、座 氣章 夏小神 -f--L 共言 勢を 1) ~ 後雪 初はと 年袋 は 4. 添き 30 废意 どら な 礼 大震 春芸 0 座さ 6 る 與。喜 利 n 舞 ts 市空 P る \* 村座に X. ŋ b 7 积世 市村原 田をに 斯か p に据る。阿原南 1 His. 出しはわ F 5 5 器語 に 90

7

3

にる土と心えた 朝を時き間まと、赴意 カーに様をせ、きむ 思な水き世よ 了た場ちしく 言いれ 咳が を れ < ŋ とれない はず 0) な を ¥ B け 步 願かり 0 接 棉 IJ 許なける 6 6 る 7 某子突然 L き 4 はず 0 4 \$ 7 打》 82 微工 紹う カン L が 得之一 羽は 明星生 古書 笑き 座を総が扱い 余よ ど た 介 起沙 は 集かっ わ 7 ひて 水文がた 其を 社 L れ す 形态 袴がが れま 來思 を引い た 7 好。 0 る 前差 わ 類からか び 光を度 夜よ 地ち時等 度な様子が 1) る に地な 人公 L が 幕と 11 あ 人となって L 町電 要り 杨 とて、 ح を 当 を 袖き 鷗ぎ ŋ 外かれた 外が 先生 ま れ Z 以為 行 6 0 指さ を む は一人 主 6 75 花蕊 兩方 き 7 L ひ Ha わ ŋ L 社 初世 浦 ょ ~ \* 幕で زم から 6. 11 人下に 道等 驚きれ L 9 す 0 際な 生 ŋ 8 外是 與よ 0 よ 島星 時等 心であ 6 0) カン ٤ わ ti 男を を 訓さ 谷爷 新た田で作 1) す。 きら 主 < わ れ 3 明むの 73° 喝雪 そ 1/13 讀よ 幕二場 of ょ だ 0 森的 提さ が 明5 宋三 H) 鐵 なきゃうげんじやう IJ 電人 み 森先生 如臣 先送生 先法 75 敷き カン 4 幹な 杉 た 生品 3. 車片 并 K んと を 茶や n ٤ 歌 ふる が な 葉はに は 演え ٤ 30 11 0 き 專信 图法 わ 1/13

月等 らに関か原見か < を 7 文元 < 持的 ち れ 行命 れ 3 を き 7 は \$ ま 8 ŋ 废さ 新 82 小艺 10 說 中 度ご れ は L 便 原艺术 樂 礼 部等 稿う は 75 三斗乍然

云い道勢 H は 人们 たり K る十 思出 きし 0 片門 0 5 を ŋ を B 4 な れ 小三 なく 紙なば 7 通空 七 L 0 8 屑ると、 \$6 を は 理り The 0 3 日記記 目》 確 窟ら 身马 遊 ほ L む ŋ る 或ない 反医 もじ TF L 力 な < 2/ 0 古言 機能す 歩きゃ 古言 H 恥樓 2 L 0 わ きれる は関係 て物 歌場 3 れ既 ٤ ょ 3 0 ま ŋ, 上京 書かく 6 れ ~ 茶屋小 見み K 15 ٤ は 抽料 近款 を れ カン な わ 神れの底、 3 が 何您 L 3 ば 身の上 文を賣 1 第の目がですが、 尾中 年为 ٤ たる 0 は上 K 0 7> b 程學 味 0 線が 尺八次 あらず、 虚っ ٤ 0 ŋ 孙 な 事とし 酒清 沽 断は け だ 漏る き れ 或ったりに る果はて 門の浮う ば 6 あ 3 手で 3 3.

の番片が 稲ないれている。 田でものでは一 山芝 好で 年次 俳 まで おい こと なり て 年次 作 まで かきっと かい こと かい て 全 から で 金 かった で 全 で ない て 年 次 で 金 かった で 金 かった で 金 かった で 金 かった で 金 かった で 金 かった で 金 かった で 金 かった で 金 かった で 金 かった で 金 かった で 金 かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で かった で で か 露ないへば に また 焼ぎ 気た まさめ い公告 稍せふわ 意を から かれとは小説を掲げ西りで、 別 巻頭に 時事 ラ にす 決ち 門为下 身のようと に貴を投じ L 殆是 とて三十二頁の を -1: 發行 る 企なた 不動 ٤ 十四年同門の黒田町の文士にて、連山上ではなると たるに と春陽堂一 3 į づ 道智 香港か しき。 へ赤木君 題 を L 0 たり。 出治は L. ほ あ 7 L 杜子 ٤ 木曜會の氣勢を揚げ 育り 17 6 0 まづ りに 0 經常 手下 L ず 頃文學小説の カコ 居をか がはいるが、 43 ば義侠 湖で人ど 世 山芝 消息 門から と共も L 葵がん 美育 ど其を ま て作 を 相索 0 0 15 0 0 秀された 社 聞がり 田は 西さし 湖で人と 名意生で山荒を著葉田た主は殺さ 巴山人無然 の地のでは紅葉な 世のだとし 家办 73 けしめん 麹町二 いりし は 早り数さ

廢は氣\*山を惜\*の刊が焰を一し郷 鄉等 すま 句 L 哉事皆中絶、 たき手で 賣物は 大店 ŧ 事でと 觀力 往きに あ 四 の残り ŋ を 卷かん はおいまする 如是 ŋ 7 b 歸省 を < 7 す 出於 紀元 75 3 炒 集さ るイ K 步 能范力 至岩 ざる 神空 4 游 **グラと** 樂 L ŋ は 来がかっている。 突き ず 幾で改作 ٥ カ> 社岩 6 町 梨子 なら 主 中 能にあるにア 赤木君そ 年势 通信 6 X 礼 書は新社 は及り L L 7 から

野三宜亭に誌女怨談會を開き、 野三宜亭に誌女怨談覧を開き、 紅地の大きなない。 新刊の 文学は 忽ち殿の文学を 疎じてま 家が木を上き岩谷の曜を吸る崎を とを 曜さらくわい る 虚さる はった試 より 000 あ 小島島 と共に を設と 文が出 同人の み 書は りし 先生田 を た 水方子 ŋ 歌 44 酸刊がかかん 編輯 が 作を 赤次 不洗書にかかい。 葵山 文をの詩 然か Lu 3 文が 愛は 7 0) れ な 販賣部 書出 E 表了 早場 一日 は 一日 物 立する とを 华了 演》 のかななど 歌き \$ き を 月を さお書家を 傍流 ٤ 0 を参 試さる 流との 活文塩は再 す 8 4 のるない。 82 發生相談行物知 種品 から 0 K 渐 0 至岩 失りに 招待 投書雜 避 L 世紀 めん 驚き T しまる 活き 七

出ぬ突き 大然文學婦は本町 版艺 を 廣心 告 丁言が 少言 7 世上 0 0 金港堂 耳也 目为 を カン 步 小説書類 とあ

K

わ

れ

初問

7

小艺

單字

一行ない

40

\$. ものいかい

中

は

大學攻撃等す

出点

版法

又是是

Tro

を

て古

頃; 0

拙き

心儿

西村

7

わ

が

賣が

文が

0

由的

來

琴

12

拾る

\$6

出るない。直ないない。 博生稿をわ 送り場ではまる 下时 日生來意 る 0 7 あ れ 0 面會を を訂正 渡り ば 時等 0 が 8 200 既も \$ 11 た 金艺 ŋ ŋ K 母 t 故法法 5 著作 不多 出版 L L カン K 版は L ŋ 都っ 山版書は 求 K 切於 御二 出版 7 武に 西 物為 75 ŋ 承知知 合が 3 模的 版が 滞た言 をも 返 り書留小 考し は 拾はは 語がは ŋ 性野 問为 事じ 放契約書 樣等 は 0 そ 5 稿 无. が 請 思想 肆 ٤ 中喜既喜 取前 世 な 圓兒 初上的 力》 忽な を ٤ は を 小 及な 記書 0 れ を 答案な 0 る 責なり 依い 物的語 す ŋ ば け V 市場 憶管 談判 そ 返流 版契約 5 0 の發賣禁止 賴 習る 歸言 き。 わ 10 4 0 主 發生 第六 82 ま 寸り 守す 航雪 を 7 L 儘きれ 洋雪 2 す į 負ふ 7 わ 打字 **°**о た を は は 0 -6 7 25 手で 服を ~ 名な が 係る 0 船中 想に 年久 る 小波先 0 捨て 2 序设 再落 際に 家や ٤ なり 持系 カン た 0 0 文え 男き やら ટ 倒 け 迷惑 暗なる 損失 び博文館より前著出版 TK i. き 受許 秋季 人並に 前 厄や 申出出 ŋ 如い 申奉 いき。 玄關 歸 73 取 何办 0 ts K ŋ 會あ 此方 76 明め は ŋ 國元 插言 様に 元き 0 ŋ 及な原気を ば つぐ E Ci ŋ た 2 世 わ 世 \$ 給至 高さは、は、世界は、中では、大きな 容易 け E\* る 7 L L れ L 稿か ٤ な 15 ŋ 原光 文が 15 む あ た 0 を ŋ 草さ 時等 料なに 0 は す

してき 一部を接続 の談話 という 步程 類ない 交流士 人文が かっ す な 偷偷 H 多意 は 73 何く 物のね 快会 た 0 2 3 L ŋ 展也 0 ŋ 力 を 舊 7 音音が 8 7 とし 人怎 太ないとう 10 博は は き n な 工 俱公 書上 は 著言 探録 よし 對於 0) \$ れ 談的 き 文グ 6 か 3. 無なけ 0 7 0 れ 0 荷か る す る ば 實易 版绘編分 海京 な ば 風等 す ٤ る る れ B は 過台 が 等の人と 1) 舊き れ 錦か \$ 不少 ŋ 原門 1 著さ 玄陽 カン 般 を 味べに に至此 年記ふ ば 0 3 \$ 博 打っは 人なぐ 著 出版に なぞ わ 藝 75 類似 皆然 なき 版品 にん る ŋ ち かく TI し。 渡之 此方 重かっ 館分 來意 0 当 す る 対な き博文だん ŋ 事を 方的 史に中で よ 賣 ŋ ねて 0 事是會 1) 为 7 7 ŋ 學がくせ なり 置超 7 如是 を 編えの 落着 知し 合が す 0 る新ふら 3. 一般質 文句 野合 取上 館使 橋氏 界的總方子的 き L 交列學 を かい 3 6 난 反は 1) 田崎 7 物湯 の余よ 所 1) 木 戻と 面質 を した 出版課 1:49 用人に 世 心 長志 0 れのく 振念 11 版学 各 曜き す ず 05 わ は 舞 老 物為 新公 んす物語 余よ 出品 あ L 大たとれた その主筆の 梅い會な 習と 3 古書に 度な カン 遂る は 語りそんがい 該に書い 版せん 6 代於 3: は 子すの 8 る 再 20 10 書品 ず 7 ŋ た なり 弘 知ちな きょう 年是 75 不多 V. ま 0 0 友は ŋ あ る 更きの

を頂きを顧い商品で 8 みり 7 03 ざ る 商是既是 当 賈ć 蛇だ ts 存着 0 場か 罪が 4 0 は ٤ 如是 全され 雖分 75 < 利的 ŋ 82 最高がある 今出 K 0 位分の世出 道智農品

容をを 皆然ら かいくいとのがっ や最高初 気に大党 落だい 京朝 がにも正されて不正されて不正されて不正されています。 d. 生意 ね 俗 0 命 だ 10 る を ざ は して 迫が何管 南 が る L 如臣 B す 直至口多 3. 事是 仕 0 7 利を づざる に從つ 利り 3 利り B 75 6 を食る 所言 機言 唯治 御ご 红 は激烈に 得之 ( を 々し 用き 商品 ts 諸々は 見み 2 見み 書は き ŋ 护育 世 事是 を 肆し 0 0 0 を , E 常記 兩等生き 掛か 0) 15 も女房の を 筆る 月ば 3 窺 7 け 來く 刊雑 者是 闡法 命管 5 0 る 修ま 第だ出で 0 到管 0 小う ij 0 米なり屋や 底江水 誌を なく 人Sp 處に 王臣 A 73 to 7 商品 火台 首分 想き がは 河馬 人た 相急 t は 行 屋中 ま 初台 产游屋 容的 ŋ 物高 す 内东物意 る を

ふら

す

15

0

歡

樂

題言止

集とも

4

わ

から

著書

0)

筋岩

よ

IJ

愛は

きた

礼

ŋ

後

ま 物品

7-

夏珍女

Ŋ,

IJ

歌を知る

版なった ず 名さ 摩えれ ナ が ば 前名 やう 明的 渡た p 册き原質 題だ 15 出品 治 カン 稿な 4 由 0 版是損力 do TI 料势 を 孙 田區 聞き 10 版が かが 當時 無む作き 弘 き あ 华势 な を 世 浦原 び 6 を な 初 力> は no な 介む ŋ 夏 は ま 神智 れ 枚い 田だ 原稿料 行》 ŋ ~ ば ほ 0 新學 0) 錦に 明子 2 I" L 持。 頓 とに ٤ た 町 長語 社 見みえ を 新學 わ ŋ 7 は 一拾貨 0 區 社や 7 あ れ 即かい 地た 役等 社 そ 0 去 15 は 7 3. 起なった 所是 を 0 L 0 70 3. 再な ٤ 年台 V ま た 0) き \* 那<sup>ア</sup>の 横さ 7 る 夢ゆめ 所言 米利加が動き 女優 新智等 手に Ł ŋ \$ 0 女を対対 0 L 0 3 ナ T を

> 板光 な

芝し拍品語でる を 年空で は 15 一月々治武 買かなと わ が ŋ 夏文 笠! 如臣 80 從かつ 5 機が時 度も見が 7 0) 7 折きる を 社长 む 得之 入后 居っま 士也 松秀 雇と ŋ 6 社 L 小三 主治等 から は 0 門を年及 紋なが n \$6 ٤ ts ŋ 0 初立の 迎禁 云心 ŋ 報 0 ٤ れ 0 中夏 織う歌を わ ٤ 村弘 亦 ŋ L 0 費息 れ 仕 歌か p 衞 は 7 門之舞"既喜 京 明的 き K 尾に ŋ 福力後きに 3 書物 助き座す人と 附今 漏 0 新光 0) 高弟 15 L 世 よ 残こ け

> 寝れ 咄族 坊場 にし 釋心通 カン ŋ 也 7 7 ٤ 新光機 事是 < 3 落ち 3 ŋ B オレ 品に 軸を ば ま 多 あ 15 新たしたし 身马 名な ŋ を 乗の 0 出於 は 其老 當 ŋ 3 现岸 き 今都 L W で石かり 0 海像風 三点との 頃影 IJ 下加 年等 0 人是 派は 野や 前党 席等に 心光 ٤ 0 0 0 朗多 を始を は 適でく 同意 2 デガカ ロロた を む 3 な Ŋ カン ŋ 出分 3 0) 弟での 4 6 < 人情がわれ 子」 頃る ず ば 看か

講き屋や

貌紫吾君山え持紫 を 等。人どる 端点 そ 主 玄 0 余よ 番町な 車を日のの み。 頃言 < を n 守後學 足うかい 共 比以域影 烟点 は 0) る にり E 3 3 apo 0 ょ 淚等 元か 粉き 知 0 古 る ŋ れ は ŋ 7 はなけた 0 徒と 山克探点 ٤ ŋ 父き 0 ば 1 教 菊 の子し 新 を 次人 0 II わ L ゴ 家には 亭に山える L 聞が れ 7 1 を 8 最大げん 歩ゆ 华特 受う 目景 7 礼 L 一般さ 明常 ヂ 次し 次人 2 住す け do 人包 15 源和 3 町がたななの人 一間本統 がりかい 入い 第 得る編分 治ち 15 3 ュ 言え 朝 質ら ŋ it 7 75 た L 北北 -人な 事是 な ŋ る 局家 L れ 事分は 居記 0 假沙 時等 度なば で な 1= 江之 名な 新上 岡葉 4 を ŋ FIC 垣がきろ 傳行の 本なき 粉き 面光雜 75 聞だ 構 戲 綺 ŋ 社場 作き 党を 小問 人怎 女だ 連る 7 76 き 子心 歸りの 思言 者や 0 欄兒 ね 変に探き 子儿 途とれ を 7 0 3 は H 風き後ご 調は 親是 掘りは ば L は

> 6 が 1) ぎ 0 10 店だ ŋ 稲は 集かっま 和わ 3 L H ね 北北 鞍ら 相色 7 LI る IJ IJ 花泉 建さ 7 0 す は 物為 乘 0 れ ap 希非な 頃 ٤ 主 IJ た 折き出し 0 ٤ る 1) 流行 妙がいい L カン 游师 75 け カン 近りまた な ŋ 0 前上和 L あ 験さ 女然 ij 82 保险ら 越 銀 る。 L な 店员 体をはに 新橋 座言 ぞ 通言 女をかな 力。 de 6. な 儿羹 林 0 HE 原性 IJ 主 113 類り 啦厂 L 品是 が 自己 3 川陰 非常 狮 0 横 と言う 自也 轉元樓多 既言 0) 11:3 横町 轉 烟汽 15 水場 あ 過す 抱之乘

得を社場たり が、如こ 者は清潔を元潔 屋や 12 0 佛南ランス 佛7 主 年七 15 为 [BIZ 治された 入い \$6 ŋ 7 20 0 0 計上章 秋季山克 b 葉為 0 わ 8 Ł 知し 語がいたかげ 配置 た 憶 から わ 湖。 0 TI の山 河の 失う た 新 事をる す が れ 記すめ 開於記 ば 後智 世 る を 記れか 話学 2 は は 者心 ば 子心 は足亨の 再於 者\* p ŋ た 院是は 0 752 L ŋ た 7 美ひ 順學 ŋ 事品 L K L g 程學校 育だ 東京ない 時等批准 序是 カン Z F 脏岩 弘 £° 0 0 を 如を二党 決步敬以 わ 1 題 を受が 起き解 K 本されまします 4 歌か ŋ 雇 0 せ ~ 1 舞ぶ 44 遠岸 み。 0 初時 は 拉音 事じ知し 年 迎か 九 80 座さ 新光 件艺 ば U L 改意 事をに の開発 立生民 中 始世 3 72 \$ 8 83 7

8 ŋ ŋ カン 物湯 語がたり 里" 見す 明常 治 市し ア° --F 年祭 才 紐 2. 町書 0 上 n 佛" 20 間ランス 4 西

屋中

去さ

な

ŋ

新た

記言

3

11

15 7

ŋ

82

る 0

處にる

は 世 山

朝野で

開から 張

每点

日号

開之 才

TZ

ぞ

渡岩 あ

を

馬ば

往復

角か

今ま

ラ

1

谷

公言

4.

主

銀売を

通道

11

珈了鐵

琲片 道等

頃云園然

渦す 名な

け

ŋ

ば

御物 L

那是

\$0 る

7

L

٤

其を 浪

何かが 7

盤格子 生世

厂を立去り

7

故智

建り

仁寺

坦等

0 す

から

2

0

明朝事

3. 主人

٤

は

我和 致治

は

是が非か

かなく

なく ŋ

は

唯今不

症

な

歸き

即宅次第其

き

れ

3

緑と間を 生いみ物 も書籍 3 まど たる 7 末\* TS. 足た 7 世 0 75 頓着 生 る L ٤ 力 器な る ば \$ 0 0 書祭 ŋ 0 0 0 步 柳季 2 た 前 ą. K 0 て、 る 0 15 禁み 添き 据る は 1) 去 懐かれ 一なれによ 0 先艺 4. H て 册き 生艺 たる 0 れっ 記 0 見って op 弘 25 酒品 り 5 机にな 4 7 0 き 0 見み 落っ & る 間等 机? 書とがはず 閉張り を観察に種 々 る に差 H 容等 た 易 カン を暗った ŋ 床さ 遊り間ま ~ L 極意ら 女宝 0 き 型な 間ま を 貌如 き 85 れ 0 知し平心積で 麻きの 立なね K

を は L 败旨

人を目や胸名戸と を 心となる 見み 初性に 押管 はに L 時等 8 カン de T 8 0 L 作者 79 0 なるべ わ 年の年代 由是名為 れ 言以 は 配送の 差に 7 用心 ح 眼差 正著 0 れ 0 出い 人なと と思る 格子 L L 0 突然 | 疎記 10 < き < 月 起げ そ あ 色浅型 なが ば 明 わ 0 れ 俄にはか から る 家中 H L 景等の主 先法 6 黑る 7 は 先艺 きると 鼻び 察院 主意 を 一人ら 生艺 6 0 す に髭み る な をだっ 10 ムく 杨 L をのでて 少き E" 6

しと 懇に II ŋ 行言 ŋ 像書が 他た 願む Ĺ H は 步 必なが 今學 ぞに 日号 家か 先艺 L 生艺 15 タかべ 業は 至於 な ŋ 0 先送 後き 令なけれ 5 ŋ わ ٤ 物記地等 -先だと 擲き ٤ は 事記 10 カン 思報 是さな 7 北口 日ひ 1) 質いまた 立 承点 事是 ¥, は 門人 方言 聞き 州に 大き を から 17 旅 ٤ ば 文章 にかか ま な 行弯 取旨 ŋ 次 得之 孙 た 好污迷莲 道なな き る Ht. 小き由む

内を乞ひ、 蒋等 7 6 も持ち 7 ŋ 0 れ わ の直にす れ きて ね 煙在 目め は が 矿 L ま 草C 想き よ 此方 人 此た方 L から TI < 0 1) 像さ 82 身體 對於 不多 15 熱ら ず 九月かの 庭日 瓜まに 座 ŋ 在言突き 心龙 つ 0 外に道 二定向き限かり 7 L 然艺 0 0 ٤ から 奥花 先法 夕ない。 き 7 た 夕息 あ 度等 红 重か \$ ٤ 5 0) 0 風かせ 2 る は 机で間は ざ 亦きね たとて る 人 \$ TS 10 7 ね さ 女芸中等 ŋ 7 行师 -}-不能 通言 はなりない。 7 L 部よ そ 様うす H K 物為 絶ぎ ぜ \$. 通点 Ł 5. 3 b 翌日 ŋ んり 書かさ 少 け 庭品 L 0 昨言 痩や \* 3 れ をなった なっかいしゃっていたいという でいと せっかいしゃった 打造縣 L る 題が き 日本 ま 程度 4 72 K2 の夕暮 超坂 な 見み 取り ょ -谷よ る 3 8 ば け る オレ 人と見る 幾少べ 放装 4 つ。 別人と 再び ば 似に 次言 废於 あ 悠久 オレ 発き 立等 年亡 n た ば 10 2 Ž 暑稻 筆を床を 案気な 0 ts 3 \$L 出い 出い 座言 カュ 7 處ところ ればしゃ は 句くら る

慢かれ

よ。

我们

d.

亦

4.

から

L

ず

ば

かい

君意

草稿

LI

が

た

カン

る

む

を 7

得之

放黑

唯德

4

吸あ

6 そ

N れ

游車 7

TE B

字で來記け

時年に

t

折りし

名な

石造の

説がぐら

20

は

す 6

٤

٤ 0 15

のを得っ

なら

ず

幾 0

重 わ

L

< 誠さ 正なか

0

仕

日中

來記 ŋ

き

草稿能

OIL

月記

篇%

を差

置清

き 3

ぢ そ 紙し

L

7 携 す

れ

け

IJ

が

ょ

ろこ

Ti

筆る

< < 出い

H 柳陽 ŋ 浪光生 編に 見る を 向か 74 7 樂な L み れ

繍が其余をでは 限で年もひに 見るのにに 15 竹もかか -7 更らは ŋ 挑 の事を 15 胸寂 L 遊女 余よ 冬命 ٤ 心言 0 to 品的 3 IJ 段范 かっ から は 初告 0 度々島は 礼 3 六 最高 7., 85 力> 幅でも 題が な ろ 初上 T 及草 が カン 0 先艺 簾 75 能はは け 5 間ま 0)10 生艺 生 鳥屋 Ope 0 故る を が から 片階 から 薄字 ツニ湾 7 籍をな 小二 暗台 店登 ŋ ツと 0 八鳥り 内雪 3 間以 L 後 如言 共き 相管 床さ 0 0 き 重 壁や有か 籍さ 籠むて を ね う間ま 3 種は の関か 顷污 少に 有がし 正言添 來 教 よ は 力。 12 U ŋ IJ を 7

7 生艺 82 ば 0 尾を唯た 事を 专 度々人に 3 叶宏 れ Th ば 用陰 0 到雪 餘よ 上為 成造 収か 賴的 ٤ る 24 はま 煩な異と L'm n is 0 ま を 滿是 れ な L カン L す 事是 7 人ないかないないない 如ごれ to < L" n 丁寧に 日か IJ Z 又意 今公 わ わ ŋ 主

去さ 破些

店で記れる。 談判 ŋ 0 閉と 废贫 0 ŋ 名的 何凭 風言 を時事の 御い以き物意 集 校 加塞 卷 do 再毫 書店数 わ 弘 10 Or が U 無 原稿な して 方なに 樂 今はに 版片 7 を を を に出る紙は重整 重节 型 版党 々気を 0 ね 0 を 7 す C 何販賣 買かり返り 0 とし 然がる 易き ではと ŋ 風雪

1-

意心

事を首は後8 に を を 自き掲げ 中を ひ らか 載べ 然が柄だ遺れ 酸きり \$ ば ŋ そ 0 3 小二中等 け 事品 0 讀よ 22 ŋ 邊ん あ た 0 ŋ 此点 35 た れ 其き 7 返さ 仕上 0 ば W. 7= 籾きせ 弘 ŋ 当 わ 山岸 詩な 借答 見み書か 作ぎ 出版 れ を製造を製工 書活 力。 所出 「版 属 の ば な と に け る \* は な 承知 退 大 あ た けぞそ 此三 ٤ る 正なる 其気を 0 15 LL 書出 0 あ は カン \$ 常さい わが名 年を発 粉急 九 草稿は ね た ょ 切責任 と念 田た 废京書 子儿 ٤ 京本書 書 581: 抵三 文学 居今に K 11 を 本 念を を負む 出に 力 が 店頭 にを禁えを押が 稿 TE E す 成 红 月台 なくひと を差 是世 i ٤ ざ ŋ 1 90 る 間整 0 萬克 號ぎ

> 利を 鎖力 8 は 寬力 TI TE 政は IJ は ٤ れ てではは 間走云台 遊が 傳元 板片 ·i. 八元首屋重 にす & 東 死と 心力 角に 京型 作亨 傳 者是筆 郎曾 加山 ま か 杨 執と ま 何かれ 本學 IJ 15 板が L 东 3 1 は 懇えが すず

心あ 伊いに b 7 多 10 人是 波は る カン 傳で 筆 名な 13 な を 訓元 毛" あ IJ は 似作 せ ٤ ŋ 75 てた。 ず。 た カン ٤ れ 書か 力 1. 36 れ 不 を高なるのれが う るか カェ でゆ 弘 8 0 此二 あ 1. 난 き 0 IJ 0 さる 売か が رو الرا 此二 た 傳で 書か 不 25 オレ 都っ 毛もに 他は存む で書き から は 記書 唯空 層が 0 3 下是 4. た

3

る

0

暗る

りて 著作 再亮 Hu を 75 Ha る編品 \$ ح を 思呼ぶる 探り 頃 し 該にれ 雑誌 文艺 & 3 節々多 < 北に掲載 を基と 玄 新り とし 心寺 7 果# 記書 問言 ts -合語 -} 者是 生物 ij 45-1) 來意 け から 文デ オレ IJ 事是为 學於 ば B 足产 年表で とて B 過す なる れ 23 1= き わ 年党 から j

0

L 携っ いるのでは 日ひ 演 ょ 牛込矢 IJ 0 始は 支那なな す 來に 簾を 町毛の ŋ 科台 月子の 0 廣の題だ 第か 不 柳以 3. 浪》未》明於 先艺 ŋ 生艺 0 の草等門と梅雪 L わ 分言 れ

如正逢った

2 会元か

玄

<

罪る カン ŋ

东

2 0

作

者 CA

る ПВ

3 な が

頃

ŋ

7

76

げ

は

マく

4.

6.

叩き篇だわ

70

を

ŋ

け

0

來記居まに 町事を何に 「本等人 す 教 堂を 説ぎ きも 礼 何答と を乞ひ 174 ば 洪上 聞き 小艺 TI 說世 合語 ね 0 0 紹介が そ 數計 伊芸 ij 45 L 0 何く 0) B Ł # 薄れ 芝居 門为生艺 事是 を 及是 为 赴京 10 を 반 俟ま 在電 t 知し たず 席世 FID < どに 1) ŋ 歌か 押智 7 L け を 4. 0 事是 見る 75 11 1) 数に 一日突然廣津 を 門之 其芒 北京 ŋ が 11 たく 0) 清 カン き 前に話 小された 取済た な ŋ 1) 阿さか 光学 府語 15 15 生艺 所き 親北家 03 It 0 0 1 他也 小き嘆き在も

き。 浪覧 は 作は 作は 全芸 時 作符 余よ 今は其 が新たっている。 其方 心是頭影 中等 数四 露 小当 心之 き なる 能态 河内かはち 好高 柳以 (7) (t 雅节 4 浪步 俗学 屋や 1) 生 文え to 龜か ŋ t of 景が ŋ E 15 造に 者 L -() な

右登行(明本) 机元 也 < 婚祭 7 趣で L 先芸 力> を 11:2 れ でらず 置於 F. かい 数き 寓島 き 手水が 町多 耐冷 てる 樂 坂言 矢や を 0 0 て 來記 上。 鉢はまた 平台 ŋ れ 町等 ŋ きつ 1. l) 四: 10 何先 庭后 曲影 11 7 5-校:後 一格ない 75 梅京 ŋ 町書 た FI 11/15 L 通信 門人長 FIE た る カン を IJ 襖 まり 宋 和學 門为 L 半 構 4 L 今記 川管 -}-上意 7 II 樹木 10 順意 な 九 憶和 ば 白と

き 胸部 7 中夏

何性に通常 似子と 足た 文を 摺り 76 をよ 刑だ る 噂? 調智門 在あ る後君達文章を書 な 30 る 生意氣 文を懐か ぼえ 答言 れ ŋ 3 べ 其を 共言 ŋ 漢がく 書體を 書か 70 3 前党 ŋ 聞き 0 マート け き の小 82 ٤ 夜よ 3 き 君家等 中ちち ZJ. 内信 なる れ 0 大东 K 6 で丁寧に 小僧智は 似に 雅が 呼あ 3 み給を は 3. ょ あ 青軒子仔 マー事を子しあ 那な 事を して 빤 力 10 ŋ 3 小り記 を L る を あ ふべ そ き ざ 7 と破垣花守 事を 文学博 人後に \$ 壮 3 3 書か 去 ŋ 中 カン ŋ から な にぞ ず L 2 玄 72 7 そ op 0 0 L 細い 門生 れ 部が我が 読 と思 やども 野史 事是 そ る \$6 を 0 ٤ 15 カン ば 大震 作引 話は 世上 そ 頃 ば 士让 落招 れ 7 わ に開か 最高 小きぎ 口多 一島田 H 上 問と 父よ 8 は は 3 ٤ 類 な つる 0 初上 おきると 容為 新進作 人是 韓物 ぎ < る ŋ B しん 10 10 は 打見て た 算村からたんち 掲げ歴 何答 し屋後 17 \$ 7 齋藤緑 る no ま 類殊に 取られた かっ < 哑多 な 聞き は 0 は 7 36 0 文だ 衣か なら かい 翁き 3 々 0 き 0) わ 門前 環を濃く 似にず 信用 子儿 7 痛? 0 な 主 カン れ れ 快きの 雨が ンずと 心必要 家塾に 置和 黒は 7 0 ょ 重 0 3 る B 为 感心 問念 夜も 書湾の 排 亦非所 酮 ŋ で 亦きる をはいいき K 3 \$ 电 1) 漢が 文元 切赏 な 7 0 K

支援を 能索 れ。 疲い叶を時等 得<sup>元</sup>六 時じな 前等 置於子山 あ K 6 C あ 地步 開き陳え みない 頃をけ 木。 勞 څ. 同分 先\*\* て ŋ は 歷 主 は ح きっ **小挺町の** 先 不多 事是 ざ 訪は 3 ŋ わ れ 0 青軒先生 式楽芸 を請い を 生艺 豫なて 上 例於 四上 れ ば n 中 れ を L 刻; 2 3 づ 或時 置 處智 は又差 模も 度と は け L 7. 番りの 条四一 青軒翁が カン 河か岸し 時等と 先生 番切の 様う 此言 紹覧かれ 地ち事気 L カン れ 願力 な ŋ 差章 生 St. 0 1) 2 ば 中 ح 红 サル ま ŋ 废物 を 10 また夕刻節 又何 來客 置を長いまする から 通ど は L 福产 目》 就 L 8 75 0 0 0 外系 上説 遠路路 にて五 具 が、 地古 訪け 7 わ きて き 力》 勞る 和介 地先生 御用談 突き ŋ が カン わ 中とば ŋ を 或意時 出場 家やよ 外艺 き論え 沙 來 北左 0 な は de 7 け 五世音羽屋宅の町はそのは 7 でし 芝居が 秋ち 初地 幅か 班是 折に望を達す L ŋ かい ち 2 ŋ 容易に 車料 6 地方 去言 は不言出いるとまはざれる。 文元 0 ŋ 7 K 8 あ 力 應かき 家け を 7 はた 木品 カン ŋ 1) ŋ 不在或時 分を がみ 現友社 0 12 す L 望る K ざざる を 人公 か から ح を 執ら 7 時会 面談 草言 を 事也 意 10 ば ٤ وهر 失号 は 0 0 途に 遂ぐ 櫻凝居 河か岸し 我れも 拉店 0 ŋ 複る 方言 る 微い す 力》 前等 6 0 7 からけたまはり 多性或 本破笠 明橋手 諸党ない 変き 書 7 ょ の禁を ŋ を 7 は TE あ る 望る でです 画面 华月 にて と思想 る事を 0 す をだ K 聊いかか 7 朝き 士也 が 2 至是 五. 八

> わ が る 破笠子 かい で寓居 0 ts 赴きむき ŋ 82 此二 れ 明常 治等 年祭

得

た

ŋ

き

福を

を

<

俱影 ŋ

宛らが き得る 居るみ際語で 清が丹た地で とて らず 地震変 親 芝居 我記の K 8 0 L わ K り終祭署 のかれた しく問さ 居ら ,打散 先法 田小 L み B わ t 破性 萬 道等 た 雅 れ 1) 7) をば でて 0 は は風呂よ を 利能 タ茶は 實地 主 少。 85 は れ 0 0 JE 3 破は語が 先发生 又是 型さ 統編 書流 望る 福多 は H け は 空でき 鑑札受 破りか 地ち 17 ず は 間望 る る L は を誇 2 ŋ 0 さだ 新たない。 ٤ 徐 家に 修品 が 段范示 燈火力 ょ 0 ŋ 0 76 破りた 子汇 兵之 ŋ る 上京 行和 九 0 先法 L の虚ら 至於 しき 12 け ٤ わ し面目此上 0 ŋ K ŋ 正著 L れ 伴 日孫 し所と を K 銀光 帯を 郵湯 あ 75 à Ì ŋ た から 送う 棚手 行 催にかか 點泛 座り 里が き心 歌 は カン は 6 は せけ 勝って 座を占 0 恭 心を待 前に ば 歷 加北 き 膝が 何 口是 福売て そ 俊章 5 底に無き る 今元 藝 地方三 わが方に と答 煙管 導きば を 7 え が 人でき れ 0 ち ょ れ 朝門 8 敷居 結び ŋ 者品 他た < 7 ŋ 作 わ 留事 け 平袖中形牡 とて 手で 聞き 本部屋に 分 たて 上京 0 れは今夕 \$3° れ 里" 如是 りて称暫 収と ば 2 事员 をつき 0 ば 述ぶ 土の間に 上えに 巴水 煙草 人なる 川風涼 りし か カン なた K 伴 見か向 里" ŋ 獨是 な 9 쳥 置书

れ

布ぶ N 1) 俊片 た んとす をし 六 後 る 和实 TI は 7 3 景は 0 ま 0 家以 0 に居を移され既に二時の時暇乞ひに起き 二十六年にお 泉から 南君と 4. 0 前 內容何 0 力。 年 念を深か ts B ŋ ٤ 及びて 一部に小鳥を 文學者ら から ٤ 物為新 二きし われ L 8 しく見えて 日の夫がには 飛 Ĺ 2 先生智 米\* 13 夫人 利" 7 ŋ<sub>°</sub> ば 妈に 先生 加加 守意 そ を生 一際 15 み 1) る 令はそ( は称ぎ 渡れれ ٤ K 1: 6 わ 步

に俳人谷活東子と携提し、 住場の許を得るとも、 生態の新田 新聞記者 東島狭ち 生態の 大きの はいた 新作を請っ 同さむ。 す ため 15 生艺 余に - 0 に題材を口授調へり。時に 焼ぎ 作り 蝉ない ず 一般的 L て腹門し げ ٤ 授品 題於 b し俄に短篇 先生筆砚花をない れ 世 6 B れ 伽羅が おたいながっきく 権交応 作の異名にで 章が すを作ら なり L 75

谷小波先生の 音なる 或されている。日で 館通過になり 門人にて 食があ しく 屢 そ 互然 0 れ 文を る 15 大にて吾童人 城可 遊車の及び ŋ 0 ŋ に往來する かい の夕元園町はの夕元園町は 0 曲な 木さ 82 側句 中家 曜之 童さ わ にも取りわけ羅臥雲と生の門人とは近隣の許な H C 関町な 羅ら ぞ 來記 が 0 を の人生 吹合 なるい \$ ŋ \_\_ 0 中夏 よく 夜は満 例は とに通な 番光 82 が続き 一町の書齋 わ 竹きなは 3 0 步 加美 小意 す 當時尺八の名人荒木竹翁 れて L 3 つるも 葵山 度 波 よ のそ CA 亦羅 川人と ょ ŋ 家公 た 0 被名: 0 に大山吾童 南岳 ŋ る ま 6 八と稱す。 の邸宅を 長され た神田 つと 事を と語 なり。 新 あ 兵 L なく ŋ を 度々を 美み 衞 カ> 交流 大清公使 文学 懇意に 余も よよぶ人と 土 0 IJ な る 一代町な 小も亦久 N it 研究 20 の人な やら の遠差 れ ば な 0 を添き ず。

とも云が既ま よけ 小門人多 を伴ひ L 3. 15 れ 4 は 行 < 0 0 れ 相様の 中夏 主人 75 き にあかが ŋ 82 0 主 げら 木曜合か 手站 礼 TI 3 ば れた 君家 世 行命 n 事を初じ ば do 0) は き 7 駒電 肌きて看ると 木曜 見ず 7 に云い 會 とて は 10 ばずと ゎ

露件氏を措 知らに 當今小説家 語を忽ち に三次乙分を含みず 6 に交流 6 ひて L を 高なう 僧 うざる 7 一般行部は 文范畴 を 虎 をま IJ 章な ま 施主人 常ると 7 ~ 0 82 4 をよく 門外なるは たざる 共き L 易 L 数さ 樂的部 ž 3 0 カン نح き 0 きっ 一傍若無人 和す 大橋氏 は ば なば恐らくは我右に 三四萬を越ゆ いい す もなれる。其の 新進氣 `nj~ を な は るも 小説家 又人の からずとて る わ 力。 近きて 表 ŋ 氣 れ の家を訪ふも のに を戴きて 銳 L 中 H 文學を談ざ 枚擧に きりに ŋ あ 至治 後文藝俱 作家が には ŋ 怒を忍 け 3 ては 追いま 是がれど 家語 至是 ŋ ど文が 心あら 0 人怎 出 ず れ 樂部 び Ha 5 を づ ij ٤ し向島 頃気を 脚花 後年に 4, L 放法 る 7" 事程 ٤ 步 お質い て青野 ちてみずか を低い 主站等 B れ L ど真な れ 15 0 t 主 ŋ

妙き春は加金のである。

大女流

作家に

7

そ

の名失念

L

た

れ

6

ŋ

书

元生が矢來町

開居は

には

小二

鳥

٤

共家

K

門人

中なる

來認り ま

> 最高が 0

12

長It

谷せ

石川湾涯君

次引

K

きも は

0

添加

た

る

の後博文館ま

ま る

た ~

春場なったろ

解局

送

5 を

社

きっ

と共

川上眉

小栗風葉、

田だ

一大なない。 たっない。 たっない。 たっと共にわ

0

別に記 山荒

15 小老 15

殊える

見み

36

つづか

んらいなく

水か

を掲ぐ

る

事

を好る 勢力あ 文意は

まさり

ょ

ŋ

力。

は

る

雜ぎ

記し 0

は

4.

れ

B

日号 井上電

お

折りに

正是

君允

4

ts

カン

なれるかりますと

2

打字

連

12

3

110

立だ

ちて行

が

の名義にて

初世

7

樂部

話し 篇で 明

上世

15

揭

げ

一月わが

小芸

小説薄衣

٤ れ

4 0

浪先生

と題だ

ことを

至於

'n を

10> 7

<

明治

は

缺か

カン 0

草稿を

携なっ

てがい

つ中和讀

むに

足た 二度程 掘する

余<sup>よ</sup> は

番町なっち

れなる父の

家よ

IJ

週点

K

人是

代哲

るんべ

かの

六

型のでか

間ま

に机

を

た E わ

から

た

ŋ

後等

屋や 云かに 治な茶をば 場ば とて は de 見ら 三州屋二 は あ 向包 稽点 をかたか 数 き 菊五 ŋ # 17 0 淨空 今日耿於 ٥ ば 0 に横は のなりなりなりなり 雲流でい 初上太流翔, 花裝置 な た は時代 为 i 12 階に 念を 红 世 統 あら を す を 0 あり 書談 B. ŋ 思想 ま 8 相等 は 出た 質問 の向を見 ŋ 5 小赤なを 遊る かい だ 竹 近京 を ŋ ~ れ ね 0 0 世 如を腐れる 頃多 本是 きょうと け ば あ 後常 登 0 す 相常 ば か 事到 幕等 順治 樂が 場艺 生太夫 る し。 後等 ŋ は 82 る 込 合濟 橋世中等 郎言 なぞ苦 明彭 8 模もに 手で 付優うはいっ 郎多の 弱され 步 出了 様う 0 れ を見なれば あ 本題 知し 言語が を を L 五. 0 ば な 時定木を た 、役々言葉の 取と は 郎等 狂喜 釣り 筆を 心人 ŋ ho 友 三度を記録を 同等 ŋ 馴なば 殺らし 日中 實に を 1) き 0 H 全た 鴈が紙弦 音が 打う 並 思な 上 記書 卸 るかをおうこ 他記 一く二度 等 ろ きて 何答 L 2 ち 屋や 込み 目がて 郎まは 聞き ٤ \$ ٤ 枕后 替加 語なせ 紙会は 及すの ょ 云い ٤ 國行 家かせ IJ を 0

て 妙勢時で 國 よ 対策の 第一次 賞を部へり 頭を左びたがなかる。 部で裏で菊をより屋や梯性五でりな子で郎多床 極言 第5小 ŋ 2 郎き床さ 小道具 河水に 祭三 10 表記を表現の 屋やれ 屋や 川喜 8 れ 0) 女( へ衣裳方 ば 來出 ば 降算 を 問意此 藝艺 福きの 在る Tak, 愚を笑 を小こ 助本 風雪 3. KE れ あ八や 亦またち Lo 庭臣 松き 秀ら 百四 及を調う隣先 隣ない IJ. 助古 ま を 圳 礼 の宝物の をな を排法 2 臓ぎ ば は ば あ L は猿藏染五 片間 勿然 日は ざざる 力> 0 L 7 下加 室ら 知ち た あ 0 花花 又熟 當時時 0 人是 ~ 13 市蔵 ح ŋ 0 當時 Lo 宛然雕家 端され 右沿 き。 5 れ を ょ す 0) ろ 樂が 隣す 圏なばち 人是 1 ŋ 是中長額 を れ 3 礼 階が 雕芸 ば なく 並為 ょ B なく 直在日台 梅助頭取 訪さ 3: ij 0 0 0) 礼 國能 相点 を入い 體に 宝ら 7 3. op は < 和中大龍 作者 即等 それ 関だれよ ap が あ を ŋ 雷な ŋ

き上えりて田だの秋ら 動学 36 手で暑よ 既表先芽 0 る 箱はの用き一 が 生艺 九 初信 如言 が 年記書ま 第5日を 日を 物の 80 き 1.5 年吉四 0) 田だ 抽些 の 五. 忌き 通る 先艺 な 生艺 目号を 为 から 亦等 F. 馬 苦る 取肯 L 過′ 1) 知 得些月至 ٤ ぎ け 付了 73 た れ ば IJ 身み を得 0 0 3 0) 主 は

舒助す。

銀売わ

行言が

EII's

入い

7

.....

りし。

拉力や

甸ラが

7 れ

わ

れ を

は

里"

H

欣ない

醫

、に物物 先だ生

15

巴木

里门

來意

平

K

华的

旣

達

中

人

5

施

カュ

ば B

小艺 里

0

知し IJ

先节巴八

IJ

オレ

は

1)

知し

オレ

は

初は

米

1)

元かり

紹も

かさ

を

do 1)

7

7

他 館

き

れ

L

L

が太の崎を務むししし胸を利が博り中を時をは 佛っ史し世さの 嗣っに 紀さか 西っよ 身み様だっき かい 初告が 書とは 著造 25 力》 配 L 西 ょ を 主 0) た 12 即野野 日気 ij 知しボ 3 た T IJ 63 t 1) JL 訪さ 深まく 0 30 -1) 才 0 最近海外文學 ま IJ 4. 百 何答 よだ其人 巴水 F., 感光 用き UN 15 ائد L 詩心 八 里 西常が紫 U 化に外景 t 1) 15 d. は V 年农 人に ŝ 事を 佛 工 7 き 1: 0 田沧 月草で 來意 先導 のぞ を 關 ル 風景文は 先生 見ざ 月去 カュ が わ 西 物き 15 IJ E カン 0 かい 先芝 < 詩し 0 世 文教論 地 れし近世の太陽臨時が世代 集悪 げ 河中身外生艺 ざ が 草色 上 雅信 里 物が を わ れ 10 こと 0 のが 先至立 [13,4 ば オレ 0) 0 0 折上川 0) 難なな \* 里】 ま は 容常 如是 ち IJ 批准 聞き き 楼記 某意 ٤ カン 0 から 0 7 知し 先芸生 関ラ 上され 年を怪物 先先生 銀光 0 15 刊党 カン わ 礼 1) K 心を 朝る行に カン が L しく 82 西 な 43 文党九 先生 身み L がめ る わ 0 著言 わ 伊が姚道勤され から

證明書 沙 ٤ 設えるや そ 0 t 文言方 れ れ 四 0 日为 如至 K K L 犂り 榎秀 7 であると うになかななされる 気が 0 とぞな 盆にん にて 頭 歌か ŋ 行章

間\* 家はまたろ 根據電子 0 心心 依のではないでを 座さ 作者志 樂を -切だ 望さ 出。 0 10 入 就っ 被 焼き 福地先生門 大き またさまた 決与 の一日外致 舞ぶの け

は 15 わ 破世 あ れ 作き かい 歌か 等子. 當けっ を 例な舞ぶ 老 ず ば 俊章 10 上変な 前党 屋や 别言 座さ 0 わ ŋ 43 格 計量 0 詩情 8 7 れ 0 候 動げ 御花 ŋ 精け 0 翌を出っ は B 容分か 神楽が、 破望を呼集が 悟古に は 7 例於 は 対かって 客分が よろ 後空 本語 ŋ なく 後日 力> r L 主 はなけた 7 0 15 して が観 L め C 待遇 る 0 7 作者や 前点 為 8 手 先生出 別破笠子よりは二階運動場をは んと 作きると 分存 き は 0 な 恥ゃ小芸 す 0 面完 0 唇は 生艺 かんくなのでか 勤 々く 7 0 書抜き な 言品 10 0 願恕 引き だも これ れ 折 葉は使し 使を何を所る 用き 15 を れ ま 红 は 力> 0

75

しく

ŋ

20

た

ŋ

製造がただかっているできないました。 の発き。 弟<sup>で</sup>の 下於 らず 0 とて 事を 子し作き 75 产儿 野門 船 重常に な ŋ おし 元端折にて 成さか Ł あ 一は成田屋 でかないち 委 麗礼 宿後ん 09 他た ٤ 毎は頃 他に竹柴賢二 の道具 6 書く、 0 向脛を 程き 知し る 住居よ TI 帳 0 ŋ は 屋中 此三 0 高さんが 古内が治療です。 三濱眞砂は 三濱眞砂は 付き を 出だ 0 書物 IJ 老人猿若町 L 風ま な 木 3 半党が言 さ久番附 砂さ 挽い 香草 助き 助き 明 15 新人 町樂 初電 明幕切り 11 寒ない 11 ٤ 一上岁 屋中 先代類 日和 文, 0 屋中 表 弟で & 一座表飾 看板等を 下げ 報号と 于上 作 胸神 別川如い 駄た 者让 粉を を 受持 ひないて を治 言だ直 あ IJ

屋や時じ事を幕をき な 等、幕明幕切の権好に二丁を きて、 大道具 で中様は福地である。 なるなどなると たりし盆興 舸" 作 通3 わ to 丁をかっ 北京 から TI 智を 道等で 郎等 初世 き間次れ事じを す 事品 83 0 TU 女鳴 等き 方だ 劇部 件など T 衣と ŋ FIS 記書 0 神常 床きあ 1) わ 人と 中學 が る 長恋 優らいる 12 の折には 役と HIER. 一郎松助 可所作 7 5 到 津ゴ 休字 0 な 体林中 太鼓 方記等 番ばら ギ は み ŋ は役者のギリの留 事 木 親是 玄冶 出色 は 0 し 五が 染るご 稽は 秀ら 辨慶 何店大喜 古 中京部个中京 語染五 稽古 み ŋ を 郎皇 池。屋やへ、打っ 10 な 部で不ふっ 秀ら ょ ٤ ŋ れ 0

時等に 心まい

部でれ

は

榎る 見みの

本を

氏记

を 事な

除る

人に

き

J.

習ら 人な

٤

1

四步段

ば せら

重かさ

申ましま

げ

わ ŋ

繋が 竹部屋や 売し

七次

ね 事是

0

75

L を

17 ば

萬號

0

木が預算で入れる

れ

を

7

玄

15% 15

古

來

0

從紅

2

寸意

0 カン

TI

ば遠鏡

等子

3

れ

展とまると 履を 01 10 揃き 方於 は 草章の 日芒 大智 腹を 給禁 規如は 又をなった。見ゆれ 11:0 期 を行業 行學 そ を ろ な 電ん 九 者はばば出る丁 康2 L 永然 茶を 井素活 丁等に 始し 終いから 作学 頭である 波 茶を 折 2 開閉 な 4 好 J. 7 添 久さ は 田だ あ Ch 7 波与 ŋ 倒なる 2 外で 3712 0 4 利性て < 元学 H 統計 樂を見 織り出た IJ B を 治さ を 0 其 0 -1 おきわれるが 部^ 1 0 It 草さ 來記屋中 3

幕にお 菊き五 菊き-記章 水みの そ \$ 7 K ま + け 憶だ戸と素す九 7 五二時じ た 0 7 で一ぬ 0 南語 月节 小二 厂黄門 月春 中書 河當即曾 仕し菊き 團荒 郎皇 ま れ は す 人々驚 ٤ 7 草六 畑岸 洲 ٤ 危き 0 竹音の 10 2 篤を園だ 記公 親上紙雲 IJ は 前合大芝居、 な 菊ミ 干郊 しと治ち な + 光き 素す 0) 通信 0 明之 光秀菊五 験させ ŋ 稽古 鹽板 険せ 餘よ 破点 L 番供 き 0 K 7 郎等 0 b は 2 0 れ 目的 L わ 老人 7 場は ざ そ は 3 太閤記 L Ł 0 0 T れ 虎談 時等 丸头 郎會 あ 3 1/15 を見るは 15 3 0 年亡 慕! かい 信の 本党 とは ŋ 獨さ 7 は de de 3 長茶 馬はの 本春興 得之 是加地 無な 10 漏ぎ L 紙会 古今え 徳寺 十郎 思想 程是 助诗 TS ،گ カン ぬだら 15 ŋ ŋ 1) な ŋ 卸意 0 ŋ 初じ ぞ景氣 80 息で 中ながまる ょ H -け れ 中 を 0 廻為 0 D 犯意言 舞ぶ 程货 女艺 1) ŋ ŋ ば 折常 少本能寺計入 恵た 若なく 0 優ら を 團然 節で B 開菊 病 相手 河岸。 に一二演え番が 11h 11 0 0 小った 樂屋 盗を明 度病だ 7. 15 IJ た 0) 阿克 目的 法眼 雅か 春梦 L 7 ず < K L び 中等水等し 優ら Z る は カン

红

カン わ

٤ が

和心

進

ま

る

日ら向い

有之種

の經行者

觀り

仕 候其内は

やは

兄は如と界なき自じきの

身と

ŋ

7

8

文が

0

8

10

8 は 貴きの

不多

されば、これの沈滞したる空気ができた。

田舎へ

へれ

移う 為

す

事と

味る気を

而出 を

\$

京都やうと

ずると

K

に只今帝都 身と

たて

新藝術の

٤

ŋ

7

非四

が常か

なる

7

か生の

0

活動

を

み

3

3.

貴は

教育は

武さ

洛を底を

小きがら

3

L

から

む

Ł

一種の考ありてと控居候然した

昨時年中 教は 件! 直言 ŋ にて 7 申奉 ま 手で 眼め 件艺 上京なからな 4, 御站 紙祭 明為 御二 K ガジ 日す 話 面党 かい にて カコ 今月末 何分意 は 有之 候が 7 當地 明》 ŋ 日寸 L く存居をおきま K は 親是 是世 任意 か早速其 し 非四 思想 3 校佛 ず ず候故野の教を 7 候 y, 2 なじつ 東京 向量 7 致度事 今元 西《 は 只なる。日本 FILE

松き 幸る ラルが 雅々 つてよ る ば を 0 の御い心言 居<sup>を</sup>ら 7 博士 何在探答 ~ 存る人はの 分 L L ŋ び得る あまり 6 學が 十け ° 0 强い \$ 办。 0 は めて 0 く口管性 息からた 東京 7 る刺し むと 候補 L 0 如に 2 初上教艺 教は 日旨 4 が < く随って 考於 が面白い 何許居勢 就 03 事 行成申 步 ( 事を 師し 授品 佛南スを教 中意言 4 ٤ TI を 至岩 カン 0 今日 少きな らぞよ 聞込み ~ B 事品 ī き 細言用で ŋ 候旁取集め 事也 -なら 7 狹業 日之 來會 0 候言 候 田舎に 法法教管 急まに ٤ B ŋ た 15 60 登りたける そ 田舎か 聞意 科的 む \$ れ 段差 礼 幾い ٤ 合語 故電館を確然 置を 玄 思想 分気 事是 0 學す 如是 事を 20 カン とに 返り き藝術 記文も 事を ず 15 れ 7 , 文表 業は 度とま が 來自 る は 重点 れ 8 不信有之珍 どら 佛念 ば を を ま 禮な る今日 自し 當等の動物を と心掛が 家を 70 ٤ す 出 だ 月雪 15 がただめ 為ため れ L U る 確常 候

忍占 ば

な

カン

中候 候

九月か

t

ŋ

事是

人選等の事

ず

御尊父様

0

御で

親交

あ

とだ人選等ので 御祭

は

校長に

B 0

0

紹うかい

あ

3

ば

自し

然御就任

0

٤ る < な

小芎

生艺

8

あ

ま

ŋ

騒かぎた

W2 事を

方はまかっ

の必要を 必要を 先生は たな 要を感じ候趣につき文學部の中心し か質は今度東京の際ができる。 非ひ から 動を為なな 実に記れている。 3 越むま 密 む 加上 ٤ 7 致な す 候给 なる 3 大芸會 計以 人物 候な 應ち 7 漸" 畫 我生 なく incop を定む 有之 文光系 6 5 にち 10 開 田た 承 侧蓝 於為其為 る

又貴はるな 種を受け、このは 居<sup>を</sup>る 小きた 推まま 申表 關於時等 夏きかり 策をす 何なけ 生艺 やら 7 森りはう 交渉 1) 0 3 保によう 氏し生芸 な 森りに 旨ね to ح 外部 れ と義勢の 山影 事是 雄为 が 3 纏 先い ٤ 光芝 は ٤ を 三十貴書 見はり が推薦さ 小きない 形心 朝意 11 生 れ あ わ 由艺 ٤ ~ 3 3 件が難だ時いっ 好きなかな 田で 田产 小艺 Ho 0 3 ŋ 0 置き V ず 來き 生艺 で 中で は かった ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で ( ) で 御この に答 家か た 0) 新上 60 3. 8 0 乗か 交かった 人など 又主 そこで 候 红 聞が事を 内办 12 は る を 專業 森先 森先 合きな 先だった。 ね候 そ 選 日午草 L 沙点 る が 15 机 から 右続き 森先生 任光 事也 て 誰に 關い相思 Z. 7 千 Ti 要多 情を 趣い 先发言 K 生 15 は 駄を生さ 0 が む K 係分 ぁ 1 御一の 申ます 森先生 木\* な の手 IJ 性等大りの U 道な そ づ は よ をい ŋ る 打明 たし 候 1) ち 絶た -力 れ 0 を ŋ Fig. L 只な紙袋 京なれ 院夏日漱石は は、然るに 7 交が 計等小等性 には 音い な L の高い 事態く 塘 小芸 ٤ 17 11 b 3. カン 諸 對きの 然ら 貴けい が大学 生艺 B 7 ば 京なるを種はの事に 15 L 打る服さし 心如你 小芸は 願かるわ 事品 は 題え ょ 適等 也 轁药 た ŋ を غ

ま

t 友も 2 る な き なり ŋ 心 巴水 境。 里" 涯が きまた 馴な づ れ 力。 近当後に 果なて 3 薄み 5 つら 强し ぎ 5 25 て人と ŋ 3 を L 日中 赤な 力。 を過ぎかば、 ね B 唯意 ٤

旅れでは なら の 曲 0 作曲、 る 0 は 小紅亭の る夜元老院 B ヴ 見ら しき作曲大方漏 0 高尚最新 と演奏とのい 82 7 る を察す、 ځ 寄席に トア 0 た投票を請ひ 松樂又は がなぞ賣る 小紅亭の n y, ね 門前だ ~ 0 行响 など演然 夕なり 0 0 L 音樂普 批評 7 き き 才 82 0 樂師來 すことなく ~ 3 \$6 な 大灌 此二 0 を求むるな 新 ラの 通な 0 玄 る 夕息 極清 初世 れ Æ ~3 0 L ぞか 8 F\* 小つて演奏す。 断だる 寄よ め し。 る 龙 き 席世 7 2 左背 へをつく 資産 高份 上記 聴き得 木等 2 も亦た 12 侧部 さどこ ツ 戸と 1 を定意 先生 毎夜コ 銭安く シ n たる のコンセール 1 す 0 極意 0 里" 事でというと do 折答人 奎 土なら 卑い 8 或意 見み 中等 派は は L

> 鏡がはでき を英さ か吉り 然上 れ 200 利" け 82 B Z, U 何先 西 風言 のなし な 背廣に る op た け 髭沙 田浩 知し 金も亦英國で 5 3 れ ば 國風に刈り鼻眼して、其夕先生 言葉 \$ 1/2 は 3

た 店パ ŋ が ŋ な 身常で -L ŋ 次了 卓元 松本然治 ンテ 0) -10 0 1 K 目び 中學校にてわ われ 博け 才 わ 物が オレ にて 君なり 館前 を 0 サ 流村立ない 學校支那 誘 0 3 同等手で なる・ 月也ら 0 紙笠 工 れ ゆ 3 あ ح 太浴 書か ル 旅 より き 小郎君 0 IJ き 7 館之 た 本は 舊友二 0 3/ ŋ は 相感見 15 15 る 0) 在市 在忠 四年 また た 年祭 人には ŋ れ ŋ ŋ ~> IF 他た ば 角色 L L L تع 其のタク 上之田だ 頃見 と上級 į な 0 \_\_ 人怎 一見る人に知り る むから 先送 は 非!! 側於珈兰 ts は ij わ

上京田港 な す は L 姿なれる 聖を V れば 1) にて た る 出たま n, H は 火鉢を間 突然音 情こ 初地 ŋ 明於 わ 0 0 8 治等 れは 儘に 日銭い なべ 7 3. む 79 ななる 如き EH .4 干二 既をに 無地地 にだ 7 里 打京 3 洋行中 來給 通信 絕在 旅祭 一年)春 羽拉 7 炒 は 二重重 通心 相見 道等 わ る 錦か 4 れ 0 を 0 17 \$ ŋ 交際 等 今更 0 \$ れ L 0 羽織博多 7 先送 時台 は 0 0  $\subset$ 寒色 父の たぐ 互ながひ 0 K Ł 15 0 20 優多 如是 時等 7 ŋ 0 家に在 日 わ C 0) L 日本服着 時湯 から K わ 0 頤 75 身に 帯着 ば 力 7 b が カン ŋ 歸言 多智 1) t っない。 2 流流 對於國元 5 3 覺想 た

8

小紅亭の定連は多く

拉句區

書生

造がたる

ゎ 0

は

わ

同聚 早時

じく

黄色

き

旗 3

を見る

る。

その 見み中記

夕中入も

do.

過す

ぎ は

頃

3

K

は落け

せる老詩人

力>

とる

思想

7

たる人

あ

を 0

3 35

其を 身と

0

B

亦

わ

見み

隔台

席書

ŋ

部点

け

を見る

合存

世 れ 4. L 3

た を ろ

ŋ

は気を見や かと 之れを 學於 先芸に 事を まの 返書今偶然と 0 さまに 1) 学部文を受けるというにし巴里 教師 0 左に 第三 野龍き あ 際は 年後に 今とな 111,8 た 課は 言い ち 手前心は おきは を人 一高等學 録る ŋ ŋ 7 里了 C 刷き三新と年記 す 生い \$ が 0 ŋ ع 近家 L け apo た n 耳がに れを彼って 7 所以以 は き 7 る せ き 0 は K 事に 先生 かい 事を 当か 語た日 2 B あ 佛 中 及なはま 感力 とよ 底 ŋ ٤ な Ł L 4. 参與 思知的 概全く の言を きに 西 は C. 為な 上之 見み 力 ない 1) 10 な 田信 ば 非常ざ す 出 進さ ح る せ 0 れ 早等 所完 慎さ 啊" 禁がず 開き 教は 先步 L れ 生 ŋ 速差 2 ij 0 あり < 師し 生品 争を 對於 常時時 折 T. な L 11 7 再語で 人を 何處こ その 歴 應義 カン 如证 する き かっ ریم カン 京都 6 E わ わ 11 先法 0 要等 頃法 から あり L から かい 塾の大 學され 妄たり から まり る ts IJ 82 15 弘

眼の秋季 奮闘難 有 奉 感 御一拜 t 発 人と 当 ŋ 80 御お 用為 L 被 き 0 作別見仕り 流い F 徳には 御二 動污 無沙 上京 0 遠海 外か 懐なっ ŋ 3 かし り吾等数術 K 毎度 カン 打到 機を得ず ŋ き 小生事去年 新聞雑 7 趣品 き 万色元 味 供言 義 売むし 15 23 0 能也 御二 7

文学

御

書よ大震田た

面党

开路は

は

如く自然 有樂座 型於 か 3 L 追付 て間に ŋ · K にて二十 義等 格が る 給 種はに カン 11 かむと 小芸芸 流系 亚 46 合あ 0 れ は 0 遙か 3 方面 六 する 6 は 芝居 100 日星 貴き 3 る かに帰望仕候 幸雪 音点と 存める は 0 丰 筆を を 0 を向む 美 作等 ----書か 存がなからか 工 き ま ッ 由社 け が チ 息が < 为 カジ 氏し 0 、思 居 居 3 L ず あ 歌之 から ち 0 上 可よ 香花 重 Ł 3.

過日同座 御 む 風号 摩世 何答 カン 卒御尊父 一被下度 候 にて一 くながらか 文様がに 度と 御物 夕をなく 眼め 御門 15 力 堂等 ŋ ょ L 0 孙 15

上之 田だ

做以

三田文學第 倉書店番頭原 ますく 或るは 和事に 風雪 生艺 は 號がある わが 樣釜 の事が、教育が、 は わ 侍 家に カギ 雅 n 史 他是 出口 挑 ŋ 7 來於 8 懇切ち 事を相思 0 は ٤ 手子 成等 Ch す 7 7 を 飲言 判 激勵が 出い き 3 其が後 不ぶ 回がほ 0 は ap る で過じる 先艺 8 世 生 6 ع 12 0 れ 候がないては んで 月さずエ そ 日号 L in n I. (° 旬 T 河沿

或はない

1

0 永

如是

井る

荷か

三半書を

中

經け 次至 为 たる 與よ K 部さ は 0) 困え 趣がむま 野の ま 君公 御岩 を 再意 ٤ 祭 書きる 度貴兄及び塾 0) 添 間要 r[i 000 中候 居智 略气 式是 見なと 談合を 10 12 L 角雑誌 0 は 7

光がけ

園だ

候ぶ

き

夢思

الآ

माई

B

香中草

ひが所と

红

主

6 テ

25 ル

け

N 旗景

17 1

た

車な

15

8

名的

所上

遊ら

質え 0

任業

候

からか

坑

を

ず つき 8 無益き はない は 置物 U 森的 先发生 が カン 8 < は 事でいる。 より 何色 ٤ と存んとされ もづ 0 意见 あ 文なる 主 12 11 多た 変す ŋ け 14 て高な 小当 多なな は 如い 先日中 他生 何。 る ・賣ら に 8 む 百 3 高な رج 頁 計坊 为 小当

代だの

0 中

3

を ま 0 1:1

0 \$6 あ

用。 た 學家

大きに

支那なな

力。

も かい

かたち

小哥

ŋ

って今歌 日に本党

> 遊索 Ł

0= 歸か

心意

0

<

如記

とないの支那を見た時、の支那を見た時、

時

て

de

オレ

なく

ts

なら

82

梵鐘

は

坐き

古代

思想

時等

B

3. れ

de

5

安部の

仲なま

ح 11 间

Nura

Morte

は

カン

ŋ

見る生まれる。考につき なる 数ないないに戻っ ば 及な 如是 ŋ 0 事を雑ぎ 戻さ 7 ば < 利り 益等 7 ŋ ٤ 0 420 損る < す む あ ٤ 3 カン れ か、自営さ ば毎月三 る L 舎はあ T 他た 方特 肆心 修う す 作がに 15 0 百 圓急 方に 廣ない ば 近影 0 告機 其る 總人 V は 幾い 所に 關於 分龙 年以に 費で ٤ あ 確於 B 月る 6 大淮

御來

世

は 世

K

良ら

~

出

カン 0

け 0

K

で児童

de 15

ع 3.

存 人是

存候

き

所はの

경

易

0 遊ら

K

候妻

t 御二 L

ŋ

ょ

3

L

夕るく

倉台 B 合な 5 家か にて ŋ 治さ 生 VE け 合あ 内尔 4. 0 \$ 10 原物 行を づれ 何产 謝る 0 U 76 奈良 ょ 絶ぎ さら カン 締切期 雜誌段 TE F 4 奴なと 交流さ ま 水 L 75 テ IJ P \$ 限党 教を 刊於 B で朝奈良 等額 0 何色 K 運は たく 4. に守っ は 7 C 不致な ور الم 0) 候かる 鹿が 10 治ち が でどう を 休学 ま あ 候っつ は カン れ IJ 來にい

> 三月二十 日日

上之 田洋

ょ わ 草とは地地 相撲 立た から 12 7 放け 外見 111-2 1) 7 IE L 喜語 場は 五 0 永原 交り 正明所出 横町 车势 Hir a 井る TX 賴急 午る 7 ゎ に地た を答 近京初上 を 口京なまます れ 風き 會為 断た 既言 カン に常 たが 8 TA 都生 72 ず、 < た 82 IJ 2 ょ れ 事を ま IJ み 直流 ŋ 東きわ 住す 3 7 7 に筋点 む。 7 欲等 あ 0 上当 銭湯な 江 た カン た せら 妓ぎ 先艺 ŋ カン れ ま 生艺 家かた 1 何答 櫛ら IJ 1) L 扣 比写 手で 深計思蒙 寛か なく 兩型 お客深く 拭きな 將藝 用管 先 する 亭にば 生艺 34 色は 國 に退る 大震

不滿是 つと 筆紙 小された 面がらしる 序はまで 委ねらば 80 を動き なる グ ١ る 此為 含态 ŀ あ 事じ っだけ 迅込み た ヮ IJ き は 如斯斯 27 事じ 業 養堂 ブ る カン ッ 御: は き 見るの 業は れはどう 何在 0 ラ 7 を 别答 0 事と 思思出 快场 平岩 p な 存居候例 2 -が 事と る は K ٤ 話さ 御覧で式での 助力」 5 3 き K -7 あ 處さ ろ 御 を 6 F はから de 7 L な 工 ŋ ょ 聞き H は 快的 L にて ŋ 無なく 5 ほ 2 72 御二 7 御二 候 條 相索 43 何色 殆どん 可かたす の一交響な 如三 ス る 委治 B れ 内态 報 7 は 成 劇が 徐は カン + 件以 を ~ ワ 直 15 B 意 致って 自じの 様子 候なからふ 自じ 盡? \* グ は を K 0 Ł 接些 唯在 は ば 形容 在言 可有之 候 報 分汇 15 だ。野が 存候が 何。 L から ナ 言い にでいる。 ٤ 0 は 難だく カン 森先生 森先生 以 15 ア 大だ 6 モ あ はず 2. " 方は 藝術 校か 接 佐から 7 of g IJ ŋ な ま 劇ば を は لح 2 x, ع 3 此が愉 術的 候 と御り 運え盛動 盛 小芸は が萬気 決ら 0 家か 得ら 信义 は 工 4, 新の為た がざ 最高なな F. 成作御行 L 7 7 n ず 0 心な 存 カ 如きの 8 オレ 0)

> 7 IJ

٤ 7

L

ホ

テ

ル

0

を 10

20

紙贫

用きけ

は 主

維学 ŋ 遊 ŋ

梭点

水

テ

ル

IJ

ス

ŀ

ル

0

司言

小江

٤ do 章は

分が た

7

候 夕き 月 たく Ŧî.

永奈

B

井る 荷か 風言 樣釜 侍 史

定等であるとなる。最日飛耳の徒を

願於 き今は

上海

多な

0

交ぎ

熟

な

れ

ば

萬是

事心

決ら

る す

L

思蒙

ば

7

兒は

る

任与 L

務

动性态 種品

通言

學於

発言

111° 新九 ず

來

たく

カン

を 3 11:

與痉

0

11

上に言言

一候 故其時篤

カン

2 #

一存候小生 積に

は本月末 貴

たと御話中上 の表が来月早々へ懇話 化 候

子

t

B

ょ

ろ

L

印象

上潭

候な

田家

含於

15

常かあ

曾る

地市

思蒙

を

C

0

居育

候

ま

7

.E.3 HI,\*

敏光

自"成监

功力

4

営好無な 執上

確認

化紫

依さ

殊

御:

身教

を

B

なら

共方

Ŀ

意は後 高の後 1=

上に鞭

後に

わ をう此る る 用% 6 0 L 見を 印な書は 識りゆ 4 先发 73 が 7 れ 月常 - 34 唐等 歷元 多 0 生意 る わ た 一三、御門 一一年を 田浩 仕候其後 七日 見み 突き から ŋ る。 ts. 書出 L 1: 身み 文文 た 手での 1 人い から 山寺 る る 次学 0 如是 悦 紙芸 方は御 願於 御治 わ ŋ ح しましま 手如言 かい 子 簡然 < ٤ な 事品 きんせん 助力 ŋ 紅紅 返書 雷は ٤ を なら 御书 森先 時 説と あ K 聞き 見任候先 に対沈 その き ~ が る を懇願仕候 からか 生 周节 論言 消费 決け p は > 何答 全文を 息で 令たる 0 被下候段深 K して 折変 7 8 る \$ 種品人 人是 折ち 亦 返 角 3 な ま 移 たなら 0 御岩 0 ŧ り。さらんく ŋ は は過じる 打合 作 舉記 宛ら 到跨 づ 着\* カコ よ と記 慈也 L ŋ

西なると

此る

光艺

月号

ょ

ŋ

人急

佛, 飲からか

脚で

加益

は

つて 他第

8

L

和意

成

東き

3

0

\$6

処ちゃっ

さんを

若热

41

京なぐ にて < は言い は 全く 話法 机片 手学 無為 くは 却。 神話 中上

唯た 無いる 致方無 聊時 3: 0 る 0 ľ 2 に t 力 を < と起草し 做会 只本年 散光 あ 候唯 ででき ľ V 2 T 此方 0 食 娶皇頃言國語 弘 れ 創意 K は 事 つは 7 7 作 0 12 元か 粉等 丰 御物 Hop B 話為 数 す I. オレ よ 海にないなから 不 1) 15 居候此 居 今日迄 t 涵车 なら ŋ

木き先き敵を 好き売り き 0 な 3. 氏儿 拓 は F 御店 ボ IJ 3 處と作う ば オ ス \$03 ・バ 甚だなだ 申書 ブ 感か 柳紫稍で B 嬉れ V 橋。お 2 L ス ろ 0 から < 藝げ、 かい n 酸で 飲い 敬意 見思 者も ŋ 0 版なる から 新た橋 伙 文ラ

人口ないない

あ

れ

ば

る。

人情は

れ

ば

文をつ

子気には 際は、視し た事を 反は 稿等 ば る から 0 古二 たく、 野かれ V ٤ まづ 次学 بح C 薬書に 逃に 買加 力》 は 押入 げ 西崖啊 說" n なけ < 1" 0 6 結ぶ 今時西洋紙 を 礼 は 0 カン B より、 般然小芸の記芸 りとて萬年筆 7 年% の壁や古島館 す 一の仕方光 筆 れ は新光 ど思っ の讀者 のま 加加 0 76 力。 新な辞が聞 先送 きに、 3 减红 は 0 0 15 はよし こんに説 税的 0 税務署にては な L がも 遂に とす を呼点 7 間もり 書検題 線の 籠が張 洋書手 小説さ 作 のお は 20 \* 烈は がは何だ いきも 出程 小說為 たま 73 Ł 0 に聴入る 取方繪具 る 年来く カ 問と N. 小飞 子引草に です く道智 0 1) す 礼 は 0 40 文等が !黒人! ٤ る 7 づ 澧為 な へだら 人人屋 德艺 日本紙ならば 75 7 L ٤ 0 る 気けたき 此二 用き \$. がよ B < 道智 できませずる どら 得完 看规 油電影 記 調ぎ とも ならば 0 ては だされ 合なん 7 H. な L あ i) o 答言 税 とも (7) なら カン カン ŋ 原是 养 を た 稼 意いか気きう 在あ 0 116 る

と金なってまれています。 凝も不ら どら し。 口分な うるべ は話の き ŋ L 3 小芸は 0 L は七くどくし B 6 學語 0 7 種な 平心 ٠٤. 0 0 あずき 身の なら 1t B 世世 話院 75 前党 は日常の雑談に 聞きく 間 は ij が らざるはなり 雜蕊 0 روب な 出土品で 際は L 1 て欠伸の ٤ からず。 なり 問と なる 742 は なる 11 風光 i るもの多し。田舎者のず識者が茶話にはおの do HI Z 九 な 倒 然れども 雑覧 日常身邊に なば誰に 3 下手上手 L 小营 種 U なり 流ぎ L It ٤ その なり L 如い何か 0 L かられ 道亦 きもも 長為 11 意 江龙 が 返れ 作り見 事品 身の 屋や 事 1 0 得之 0 ーとし ts 7 の人ど如正に no 障が 上急 から 0 00 な ナニ 早時は す

> 0 南

りて

小芸芸を

作

る

B

なり

。標礎福地先生は

北北

る愚答筆に 可とも ださん窮策な 0 下に示さん 小等 なら ま 說 は カン 遠る 0 世 とす てく書かり な 無心 IJ 机 るも き出た 方 用当 カン カン 41 先うは す 力。 0 質を というと 10 300 宗言 ず。 匠家 ح 馬作 問為 れ 元 に對抗 金えた 0 より 心 人公 す 通常 種站 2. ふ頃世に流布 75 別言 あ

眼質

0

手で

等に掲載い 先生が 小され。 く排斥して 0 説は指聽く 楽美 間 西 せら 唯語 カン 四 人是 7 る き 場か 2 11]734 丰 領部 馬台 小説家ま なり。 ٤ 如言く 歌 美新説を熟讀 が學説 -]-また批 其での دائي 同語 2 亦 恐些 0 何答 から 平分 10 オレ 故學 40 ょ 家 なる 0 カン 澤 步 白し 澤著と 能訪別の ば 好 事足る カン op あ 0 B を IJ 事を 問告は

小

大學教授 きしかぬ。柳 なり 變遷に經綸が 0 小さ 0 記ち 柳 滿足 然がる Illi 浪廣 たを 剛等 同級 き 津? IJ たる わ L れ等が如う 心を捨て 生; 7 事をあ は三 說 IJ 0 き を越えて後初て 夏なり 途に操觚の 7 けたけたち なりし 漱さ た 前後 事ないと 書か 石掌 1 カコ 先生 0 17 後日常の書 82 人品 中等 小きち Ł へとなり 統

して此の道と 第に興を得るかが、 では、かかが、 では、かかが、 では、かかが、 では、かかが、 では、かかが、 では、かかが、 では、かかが、 では、かかが、 では、かかが、 では、かかが、 では、かかが、 では、かかが、 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でい。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でい。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でい。 でい。

がて

にはなったがて

すり学に業芸

道はむむむむ

K

0

れ

れ途に確乎と

至に

かれば

說為

いて見たく

な

ŋ

7

作を執と

IJ

初時

する L

小説を讀べれた

み 一仁

中自分が

八歲

まだ

中學學

15

が如こ

等專門

0

の學業をも

卒へ 志 定りて

後感ずる事

一は既に高

ればにや、女の音がには似も寄らぬ正しき太棹 郎竹本播磨太夫の住居妓家の間に交りて在りけらのなりはまたな まなか かだまじ あ でも語りつどけぬ。 電車の雑沓甚 酒亭を出でしが ざなひし びわが隱家の二階に請じて初夜 折々漏 が、 れ聞ゆるにぞ談話は江戸俗曲の事 何ぞ聞らんとの しかりけ 表通は相撲の打出し間際にて 心なる わが家の近くには豊澤松太 ば れ かり半日を語り盡し ば しばし 會飲永劫の 夜過ぐる頃ま が 間とて 別の言語 他がないま 3 K 3 6

走らするに一 とりに漂へる 事を 思なひ よって其失ふところ れざる も萬巻の圖書成陽一炬のに漂へるのみ。われ此れを K 思ひたればなり C 余倉皇と 打た 10 **光**溪 开龙 れ ち馬は · \*\* 0 の香物既に寂寞として態板 として車 われ此れを見 場孤蝶君非報 わが當代の文化 始を計り知 を先生が自金の耶 の煙となり (大正 を L 時間嗟の や先送されるが如ことで観概のほ るべ 七年稿) から 0 親友 0 ざ

## あ りやなしや

シャアル・ゲラン

其<sup>そ</sup>の

0

作品

の批判に移りて、

力》

また先頃先生のさる書肆より翻刻を依頼せ

いふ絲竹初心動がことより、

やがては

わ 3 0

のにて

は笠森お仙が

一篇詞最も

\$6 ムる種

だや L

想を

しと語られ

けり。

やは

6

200

K

形亦最

B

٤

7

0

5

各 かに 類のも

0

な

数日の後先生再び京都に赴かんとせらる、またののなどはまた、まなど からか

夜素 澄す 貧き よし み L 反響は れば 7 あり きも 泉は星 0 き笛の音に土脂は立 も人の恵に逢ひ き 办 生の鏡とな れずとも、 物には見 ~ ちて て随ふ 反然

送りた

る

事なかりし

後にて

思合すれば蟲が 先生を停車場に

我いかにし

しけん今ま

では一度

为

央停車場に田で行く心起りて、食堂知らせしなるべし。この夕ばかりは怪

主の卓子に

蘆色歌名の ふ葉は小ご

ふ小鳥

をさそ

ひて歌

は

L

8

蘆の葉にゆすら

れて打

頭

珈琲をす

ひは

深意 は

き

わが胸宿

め呼びに

こん人のという

L

このタばかりは怪

しくも

田づる間際まで今夫人命娘と共に

そはありやなし (『照瑚集』より)

٥

大陆

年七月九日先生の計

まだ

公公から

K

4

がそは全く仇なる望にてあり

け

の次夏の休みの御上京

を特たんと言

あ

恐さろし 凍傷 わ ŋ が 胸寫 な が は 濕い の衰れ れ 土と地に なるかな。 水等 は 死し L たる 池は

池

ŋ

黑き泥土と色さめ! いたました。 忘られし 眠智 ŋ ったる 総と消失 此二 の花瓶の底に朽ちて いたまし し、花装 せしし き戦物は、徐ろに と共に、 友智 0 流さ 3 行四

陰がある じそ より ts れ、 る は 吾わ 阴台 が 力》 が弱き心、 なっ さ れ ど寂寞 測量の たる 網記 此深湯 を 0

震動 起 ŋ 7 道等 の光 光閃 き ŋ

沈部の濁水を突如とし

7

打3

つ時

は

数ある おきているという のるき色水の面に浮びてを照す水百合の花の星、 る 浮びて楽

3

(『珊瑚集』より)

(480)

から 0

本党

0

文

化彩

古も

は

日にれ

明為 Ŋ

大店成本

なり

icz

FIE

範兒

は

代に変えた

正为礼

師儿

所

は

前党 信》

係ら

が

見るよ

和 寬 好

戯っ

\_

71

温い 亦表

如儿

ス

0

郷電白好

許上

T

1)

IJ

初

學者

祖北

34 カ

Cr 1

财富

喜る二

他

處とア

ŋ

1

 $\exists$ 

IJ

0

ŧ

精光

#

島暗蟲

清泛

1 琢ない

门がか

人に自身

局ま 山荒 北君子

見解白

=

調大ス、良友

蓋を 動き

職ア

0

人と

ルルラ

扇管

大大学 変が 変が ラ

萬

0

鄉高東於

野る隨為

可が窓の

n

應劉 雅华

が

詩し 有

話わ

pq

に詩

1

淡产

7

登記

1)

ヺ

看交

ブ

只自然

然光 ル

海流

ŋ 代だけ 韓の 0 7 0 1) 文が言 7 00 N 終 人には テ 机 生せ 生唯机 の詩に は 支に那な 萬卷 12 見る 觸心 15 九 文学 + 素そ E 3 24 IJ 古 か がなった。本篇大作が 向部才 -工 皆然 7 1 破过 20 13 ル す を た 7 it 業生 旅祭 はず 人な 0 役 産さ 如是 15 すると 者は Ł 物言 英 3 0 知し II 國是立意 织:

文學 矢服 文注 れ 文念 難二 iL ば 13:1 漢文が は 支に元 7 漢 其そ 任本 文注 文一通 シュ がたと 源等 事是 (D) な 11 知っけ 田工 力》 識され 來 3 1. 心。 わ れ・ば なり、なり、本が名道理、本が名道理、本が名 要多者 -1-焼た を 知し 翼 く西洋等 起告 現代 0 0 b オレ 如是一 内幕を 2 111-2 7

漢がぬ に 宇 限等代か 進とし を 腰に豆を用きに ● ● 下の下の ŋ ず。 模しも を 人に L 步 商品 統計 凡皇 ふるに Z. む 門滅なぞ確 たからかったかった मिटि मार् 素人に た物 々 HE 此法 0) Z 本流 L 呼 にて長羅 -> 11-5.2 麻言 吸ぎ 味み 爪品 用き 150 洲岩 3 線がいま 高足 ふる 3 説が 語を以 110 使しの 天流 使用を法律し 2 動等 事是 7 15:5 道なく 0 人な 水澳文 肽 事 仕上棒場 TI あ 描寫 小され、近れ、 ·汉、飞 办车 往营 \$2 カン を 律にて 除者 要を ば茶 尾中 無む ず。 復产 IJ Lil: 説家には 位の意気 るは、特別が 7 舰上 地分 將 たしたと 日本現代 75 繁步 L 知し 礼 もよ オレ は常は Ľ HE 底 肩か (だ 市場 な 足也 損力 上 む 收: ŋ 修治行 修 1) 掛、先達所言指、に となら 0 TS. 明治人至 特技 近常 街が路 ま \_\_\_ b 般 御二 3 技 あ 步

> ぞす 8 •併達國 しだ る 少 時等と カン 15: 漢学 す te 文元 ほ 素養を ととない 限等 IJ 文学 t IJ IJ 手。 志 ŧ す 礼 E. 3 翻行 493 譯了 な

館津教 本、報言とい 院外本 説等に れ 45 0 だけ 小营 **双電光** .其、 11 Z. 張湾 始に 質、 ルさ とろい 生 ----唐》 L 为 院を 也。 が親と 有 HE ふ。語で 红 8 が 傳》 皆漢文 本の名が記書 0 燈芸 奇いの名 だいて が餘影 小等 腿 ないは 說等 Ł 有の能 沿 HE H 上 标艺 小艺 心で変す ¥) 曲、始悟 1) 海、 ま 來京. 1) 知し 調。 あり 0) 百 說事 日本自成初 る 版 る。 金有院 プレき 'n 院 から 小等外景 曲。

倒っけ は同常家なり ず。 47 10 脱さが背き能 開かる 何先 is これ 能っ 鸭 オレ 0 技 外影 7-하:< 111-2 先生生 Ŋ Z. 事を to 流 13 他た 種品 中东 活行で 一名き 东 盛じ 古 1) 漢字 事是 に潰る IJ 飯 do 文地が 質なか de de 及芸 を L 以急 1 轉きが 手字 知し 2 ガニ 3 Ch. 2 微馬 IJ を 0) な 情で る 押节 音手し 過す 功士は th 必 を 肥 柳连(艾 3 オレ 部 - j-" 118 は 安节 百姓に 次ま H: .. きく 兵 废 徽江 1-1-取り物きだ 澤之

には其文才 思慧 凝 1) を憎ま 间資 なるべ 外 礼 総當人 な りない。されること だけけ は れば は体間 IJ 11-40 ケや 張特 do 少等 \$ 京

に感然 る には 及草 その 3 3 して書 ま の作 V) 初日 82 85 あ 1300 りい な る 輕が 0 善悪は唯其 0 遊戲 0 7 な 25 ŋ の當らず とて IJ への著述に 起む 亦 l) え、はいじん あ た な れ が ば 0 きてす 0 ち算ぶ とて後 後表 見み

あ なふ ŋ 黒人に 0 好 が きこ ひに ŋ して 其<sup>®</sup> るは ٤ 0 自信 1-10 愚の は一覧を地方 才芸 手争 7 ٤ 市路上 野治 女を口説き落 は V. アミ 振 In. i 下手 赋ぶ 郎さ おされざ 75 -U たさ 我が武 ŋ が 0 文学 衙門 た 才なく 我武者羅 横な 者占 かっ 型力 る す 時ば 統備の道 心に熱中 きき た ~ し は 8 力》 は

珍 1. 70

自分がわずる物質 知しら 11 道を反抗に対して 女をく 3 17 於で れ 力乏し かつて 退量 どく 2 7 文だる いて様 來る 13 き 20 رغېد る 一熱の 光沫 B 0) 成為 小電流 に何法 0 TS 見る。 色道に 2 込 其る に異る 事品 孙 Ø なく自じ な わ き豊文藝 なし。 見み からざる n 分だ 肽だ 40 を

精だな 想 ル 他た ŋ 13 ン 0 人怎 テ 及 る 例をはいます 小きき 微深刻 0 ~ N 2 が やら 当 0 愁。 なる \$ 小营 0 に立戻り 白彼傳の執筆 創榜 說 K 心是 を F = 1 桃豆 0) 如臣 人り得てい do 1.1 熟品 の解剖 取扱ふか き 酒 ニック 高に 扱ふ餘裕なく 7 を試る の如ぎ 初學者 8 0 ゲー 動言 種品 -き あ ・テが 0 よくく IJ 制に作 が身 W 7 رمه 小小説 ば 後沈思 の模能 0 7 V E5 7 カン \$ ウ D で を 回台 3. 202 ig ta

をに自ら雑誌の はない 讀書思索 電ぎる 劒術使の毎日道場 息り \$ 不好 0 0 思索 は op にい 觀力 が て古 ŋ にて Z. すさい 典に 世上 0 他流試合をなす 竹刀を持つ 事" 0 提高 中人間 は ij 0 小芎 孙 讀書と 礼 説が 感情 買 から 地 如に思索と \$ 0 かい 0 の記憶 觀察を 0 如言 観察 觀念 7 L すか は

の治の

元言

田倉

0

人と

きや

が 編分解的

カコ

10

大告作

を

口( 無む暗気

B

憤怒す ~ 殊 多言

れ

ず

して

あ

オレ

は

途に

悪妙 金数

> 風言二 十 事 Z らざ 限智 カン り大抵 點是 オレ これば植木 雨。 ば は 此二 草木に 0 (D) は 行 於け つ給合ひ き 撮中 が m ci 0 料學 mar. 料也 使心 人? ひ分か 腐 凡是 け ¥. 過ぎて L 天 まふ か。 風雪 L 前几 し。 には むづ 當地五 82

文 観察に 正業に就 顧か(リル 小される て事別 る不化 行ゆく 叉差 磁を て、 につ る る をなす 身改 t 2 \$ 讀書は 門別の 分分 末 衣 0) 0 任合の 金はの 身み の期望 は は 天性文才 小説家なぞに は親兄弟を は別ない 新 L 0) ま なり 3 の人は縦ひ 境遇をも 於て 間だれ みてこ 生を終 なし お 女事に遠 を に濫発 田小 0 ٤ れを見り ふくて ye 6 あらば副業 れ 計 天才 が 併注せ なら もなかん 天 裕を 中き L À L 折竹 111 編元 礼 力。 來ず、 ば んと 顧り の有う を 意気 1) 脚门 な 門た 12 0 ij 12 ٤ 弘 なし 自治信法 無也 なぞに 戲 其を 思想 私はない 23. 11 ريعهد 孙 数 p ならず 思し にも 框。 す 12 亦文名 索 の頃 调金 735 40 はれなり果は所 似仁 たん をも オレ 想

15

人

物ぎ

を

さる

小营

が説に

L

7

其の

値も

10

貨に地は て人気 定意 る B るる。 のなら 0 小さ 75 説き 観察と空想の 作 ŋ 描言 においたな 價如 者や 値ら 想ののなるは、世界の力が高いでは、 ほ ど高 中人人 遠急 物 筆先 論え あ 理り ŋ 0 想象を 7 み 寫と 初忙化 3 如い 事 な 抱い 何常 85 ŋ て 10 3 なさ あ 7 ょ B 小き ŋ 1) 7 る

る

0

は

所法

俗

小芸芸

()

高き

ばる物質を

0 4

B

す

人宁

物ぎ

を

2

7

れ

な

ŋ

說多

IJ

礼

脚邊

色表

變?

化的

重 を を を 小营

智力

告

人に

物ぎ

描言

を

1

IJ

內然 作意 死亡 面岩は 人だぎ ル ٤ n L ダ 描寫 人学 ŋ 75 TS 部院 外的 づ 12 4 物 7 し。 -2 ボ ボ 面影 力。 事を 7 0 ワ 6 1 ょ 唯何事 描えるより に特 法法 す は 1 3 が ij 1) 0 難な ŋ ル 観め きて 1 傾地 0 加した 甲なる 加 B 教は ラ ŀ 人と 内东 25 0 才 加江 ル 所で数人 性が格 憾言 ラ 面完 ス ス る名 之れでなるとお を ょ 叔を 0 づ h 小された 0 作品 交貨 生涯が ŋ イ な 観り 百顷 0 な \$ は 祭する す 0 を 7 性格を 人とき 1) 合 7 フ ш る 2 0 1) L 才 ナ ì は を ŋ ま 6. 0 1 描る易か ク カ 必当 0 政站 7

象徴詩家が ば B ۳. から 條言 バ 例的の 京 1 如是 述の 多是 3 ス き の人になる 1/11 B る ٤ 所であ 放え 0 院を 此等 Íî. ラ あ て言い 0 ŋ を が \$ 初學者の 0 の花装 一、坑污 ٥ File 如足 3 非情の ㅁ き ず 1 な 體に 劣色 ゼ ダ を 如是 ル 却にて 學家怪初 山えど ざ 3 き 15 る を オレ 異ら ナ 個三 75 ツ を 其是 \$ N る 易等の 人だ -ク 2 川田 き 0 を あ 0 次至 战 专 ŋ 或意 例於 ラ 慶は を とな 0 ij 0 とす にまれ ス 市儿 てたれ は 即落 = 群公 ブ 世 0 明点

ば感激 を 書<sup>か</sup>く 様さ \$ れ 10 事じ る 人比於 に、藝芸 8 見み の、生想 B な に迎合さ き W 人。 重をき 術的 6. から \$6 其で ょ X, 3 よ 說書 想書 助書 的書 0 在态 B 上 5 年齢に もおかき を 小营 + ij 芝 な 心。乘 記さ 文元 B が る 番: な の、客観 カコ な 6 た 從ない 時には ¥, 作風打 0 る < は 11 紋切 0 とす 弘 \$ 7., 風言 な 寫 ٤ 感效 る 潮 雑食的 的台 書か 代法 形然 7 た 激き 言元 情愛 なき た 作きな 75 し易 き ŋ ŋ 的三 Ł を 繰り カコ 者。せ 湯 t 机 朝法 ば 3 111-3 る ば ちに 價加 れ 0 y, 答 值的 す 思想ば 7 415 3 主流 36 113% 0 23 h 视的 强し 小营 年記 觀公 5 が説家 b 的主 11((=)-れ 3 Lo Z. 事 唯行者 の、敍言 15 7 態萬 なきる 明島 小蓝 0 な 说 1. 柄門 を 6. た れ

なさ 編ん 力 じんばば あ 中意ぬ ば B 人是 小芸 0 40 作符 ず L 人だらいない 説さ ť, 15 小 はま 作戶 人 11.5 成芯 間步 風言 < 物言 身門 112 あ 0 體 \$L 然是 L 描言 小さき ŋ 0 ぜ ŋ 組さ 語はむ 夜事 變化 織 \$ 本法 事級景何事 1130 1 -L: 研グ 領等 年党ご 借 IJ 3 0 知し 不多 مه ¥. W. F 史しら 滿意 變的 明にか 傳 な ず る 思を を TS Z 供於 感か

倒ち或ったし。 時をは を 0 0 呼とせ 吸言 欠仲な L 省略 めて 管 明治 適当に を執と 小さ -L: 人 種語 -) ・どき 芝 は指導 1 て會得 3 法法 飽花 to な 作に ž 時等 力》 る 北土 L 0 は 13 - jij 肩かった D 7 或意か思 が。現場 t は彼事 1) 事と 描る を 手, 势力 前光 3 む 6 經過 を 7 L 頭ん

亦 傳 す 彼は 0 徹らる 小さ落? 史しむ 7 do \* 10 3 作言 市山川 る 4. 判言心 中人 話 IIJ; ども終い 小艺 厦 他た A 沙 1 物心 描言 (2) 132 Ti! 次つ 功言 描。 き of. て客 を 人だえる物でる なり 小常

B

可が切ちに 注音 日をに を悟り なれ。 の不 + まる 落さき 更り ど馬 印动 L 耥 に力なし。千里を 者なな を 当 知らず。 所に L き がに日を付けていたる。 背なぞに 7 元 が 飛さ 物事 日はく絶ら L ばか ょ よ [] 學ぶ人は 17 る 外景に 書を見る ٤ 附 の爪光 止之 蛇に H は老に至って \$ 飛り ま 红 40 ŋ うと -5° 0 町なかっ 向也 82 4 とな it れ なら 北部 様さ ば

づ大成 むる 掲載 は は る け 0 即在 見込な cop 礼 ち 5 それ 有益 初學 の大き 誌し は る を 35 0 無しいう 投書欄に き 所 0 0 B なり。 地口 に目め 0 月号中 3 喜びと にして < を 小品文短篇小説 文學等 柳 に足ったに 1 目的 里的 る 恭き + なす る \$ H D 意し 0 ~: る が \$ 勿ない た 3 15 B 所謂 0 一行く 目的 0 れ なれ 新聞だ 11 を 书 爪星 ま 0 0

ŋ 紅葉の一家の 2 家かの らず )作者に至りても今名をなす人になる。見識氣品を持して文地に臨み 0 和果露供 修牛道造 () り人々皆然 諸家 ŋ 初時 do

疑をむるに 若らく の大き撃を 5 な のに な人は IJ を抱怨 0 TS 红 從公 そ ŋ 明治が なし カュ 話学 るを オレ 下部 な ひ ざる 15 ij 7 中頃 學 相應する教育を受 たれば、 ならず。 4. 人とは -fal は よく J. の禁管事等 位を得る 其是 5 への道味だ進された進まれた まづ何恵 6 學問別 B 7= を生ず 整 IJ 事 学校付え とて け を \$ はま のなれ ま 7 なす 安心する より の程度 かすく B 後8 も學士 ど今日 \$ 庭 なり 0 0 事是 究言 cop

0

中ではなかりはなかりはなかりはなかりは 華芸 を追り し頭青年無 ŋ の宮本武 0 先艺 4:1 但等 人怎 來意 41 れ曾で 々 ٤ れ 武真味らず、 お茶を濁 ٤ L る う て草稿のい の作家 4. X. の頻々 世 は 非る it 先生 オレ 重職 四々 應接 7 ŋ 世 内弟子 滋君が 0 節句 其を 20 芝品 此二 所望 0 れ 居る にたる なぞ正 なに遑あらい 著作を 以元 ば れ 70 漫步 三升 劍沙 ば 11 田产 術 かりに取念か カン ij ながら 使 0 余 も終な ま -[: を 道場のない 敵意 別るに 編品 年势 4 れ ts 恥 れ 2 郭 步

孙

7

小芸芸

獨能

を

を付ぶ

ir

人怎

作着

を讀

避当

とくる

がい

0

t

先

一の弱短に

賣新

新聞光

今えど

文艺

2

が

仰急

は今は

0

所謂語

青年作家 湧わ \$ カン 0 82 76 と、見た 0) 学になる れが親か 3 名を出る H れば が 制法 為 作 製を含む ば 今時 いする

公に 所は草訣辨 ねど好かん 心沒 思想 にで 長篇小説二篇ほどは小手をついます よし まづ 小說作 あ そ Z, B \$ 5 及是 寸 而步 0 ば 0 思想 法 やらほと ば 0 を 0 L Ü, て後添加 てを求めて其の 取上勿恋 7 小され 祭き がま お留さ Ŋ 折なぞは持巻 丁寧に しかた たら (7) 店並 のことなれ 守に 書に 7 山乡 ば U 0) 以らて 教をとい 中自分に ٤ す 小三 0 いて自 思考 1) 調 の外なを交ふ 第二 引入 0) ま 来く 事體儀 多なな y, づ な 短篇小説 こに及ばず。 とに 事是 他在正 し 0 なり 也 私し 到 淑品 1 ij 思言 しか する 7 1) よ 肝肾 3 6 常元 明信

報が

腹家成 Ŋ て後他

3 す

L

害なか

K

~? 0

30

0 れ

0 ŋ

經院 思しひ

L

質

事是

を

小問

明 黑系田門 小學校等 上 ŋ (十歲) o T 東生 果京府立轉

常管 MIL

の別に漢學の師に就て表別の舊邸に戻り、黑田尋准の舊邸に戻り、黑田尋准の て素濃 を 學法

幼舎 起き 種が居ま

ょ

1) なる祖をあ

に辿り

国専常高等小學校に

などあ

1)

たり

10

を賞す。

はる。先続

の馬馬

頭を路と

成品

1:3

とは

1=

0

松雀 月星

だ自動

来?の繁花

即在自然 藤されて 成信 事是 が首は が首相の地震に に西の 内东 閣智 歩い 更ない 施法初 あ

4 脚か

月末、婦朝

東

果京高等

简复

業學

图

行的 116

43

1)

治 十二年

年

譜

學が出た。日本 地に生る。別古と命二月三日、東京市小 たり と命名。 小飞 石川區金富町 當時 時先考 町四十五

> 某月某日末弟威 郎生る。 科心

> > 轉

書が秋の 候、家尊時で 0

町を加えて

熱きの

木き

妆:

に轉ず

秋での家かくない。 ないない。 ないと、共ない。 と、共ない。

川金富町を去って、一代成と

て、

け

L

が

藝!

道言

加心

15

き

初き

n ()

城市

産等に就て 以八八

。 教きの

明

明

来月令弟貞次郎

郎の誕生あ

月台

ま

6

下谷竹町 其を

本質別が をの初めより をの初めより 登石に血痕見ゆたで後半歳に至らず 相森有禮 三平坂上 に就任 胸中なった なる の東京英語學校に通學す。踏り中級等となり中級御門を投け竹橋を渡り中級の門を投け竹橋を渡り中忽をを登ゆ。 が、 ŋ 文が 東客西 など、 Ť 部省官邸 ij 文部大臣芳川 小さり 里的 當時時 野文太郎 らとて、木だが に移 兵き 题 町 0 L 兇き رجي 題 腽 講習し、 伯は 0 心心

> 明 す。 調や 治 よ 更至一 た九九

なり 直に支店長いの木坂より更にの木坂より更に 番流 る社は居ま のにを移っている

古む。 Hi 7 Mil 範; 學校 Ŋ の子を

中學校に及り、神田一の地に戻れり。 0 橋は 高等

屬泛

天子!!

文艺 相力 たり 光艺 家族一家族一 同省省 は信仰ない。 が一大きの椅

事初學 方法は 事を却な接続の関わ の筆法 らん の學者 場ばを 沙岩 事是 面党 描為 ŋ なり 方より浮び 気に生を 行にて て心に記憶す 0 カン より を 中街路町 細言者や んとするや、 と見てよ 取と 係份 書籍庭園等 を 8 ア る 男女 ナト 保气 期於 音樂的 外部 出で、 田園等寫生 礼 L 景色を 1 物が 0 意を要 0 相逢ふさ 4 たるべ 筆にて記さず まづ ばた ・フラ 欲思 1 生せ ょ 描言 な す 明常 其 力 し得べ す L ŋ 10 點是 を お る オレ Es ラ 出いで るも 割うの ぼろに ば に言い 人物 ス Lo ずよ 如三 35 を ま 作符 描言く 0 II; き とも實 に、讀 の活動 気はを解る 0) なれ 內質 虚は一 小きだ 額は 生さ 引入 或小説家逗子 IJ 力> 處即南書 ば た J. -j-رجد 給語 説は萬事に 效的 ば 巧者の 3 明治 よ 3 地に 態紀生い カむる ŋ ¥. 渡岩 月海泉 す 人と 的手描意 あ 1) を定る 和か 人生 る

> 弘 な

き歩 にて川に 鬼角語 、佛廟 じどき 知ら たる 匠と る 1 小等說 後 き 西語 0 から 本: いって っきて手 共产 FF 力: の数師に英語 v, かなる名人 小學中學の を禁び 不得手 なす 野 ti Y |成: 生産を IJ な 人だに 事禁物 ほどきし IJ. 3. 思想 なる 節に 京 11 0 1. 恐心 な かう t 0 0 -C 弟 た 味 y ° 何言 T 水は 3 子儿 がさて なよ M. 聴足學校 L IJ など L き Ľ \$ とだっ 手 寺 な 0) III. ¥, 任 オレ き オレ 7 何言事言 HE & だら 0 だけ る p It 事も手 中學 本人 75 11 孵 15 Z. 校常

師しほ

3

說" n Ð 支; 洋岩 き小さ 現為 た IJ なけ 小説家たらん 7213 書を 客 ļ 說為 道 作 رم れば・・ 手に 5 模的 ま, 新し した -42 4 か 馬 ざ 1) E 沙 き とす しては オレ t 0) 一般地で ば近 £ オレ よく の手本 7 填 of. 112 1 Ŀ, 節じ 戰力 知し (大正九年 班 作 力》 た 以 11 首に 來記書 IL 18 L. は 新 1 かい 三月 まづ 六 な ば 1 才 新り あり 11: ル

これ

返子の

地方

態

あり

四日に

美

IJ

被

方よ を見て

1)

言句

ま

1) L

3

0 む

話なし

到是

月音

理り 東。

池 1)

0

などと

ししき

る

たり

H

なっ

誤

红

初

のづとなく

IJ < n

人だに

タないない

0

生言

海岛

H)

称 遠

ぞ

なる 常て

色

Ł

る

糸にたる

を流

大理

Ait

Ł

銀二

£

海泉わ その 暗る 死し 为 身に る夕京 11 下 とはいいない 泉 此 0 は過ぎ 貼 80 ī U た 1) る か。 80 銀艺 1:3 1) IJ 色上 it 0) 面影に

(『珊瑚集』より)

配と家をも

れ

見る

IJ

È

は

学で す

(2)

m t

夕暮は

時意

1)

風空

3

爐

戶 日名

笛

火を

だ 乜

たし

11

た

Ł

カコ

1)

に扉をとざし

渡と 治

上の革命は

なく して、

改た。 な ŋ 家が変がいるができる。

+ 月号 1 新 任 知事 文だ K 發き

明 治

九八を変 七月月 開き出版。 發場で 燈 火

信濃丸にて横濱を + 一月の大き 小学 日夕 離らる」 出た後表。 船中にて執筆が がなる。 おからでもない。 はなる。 雕るへの思切なて横濱を出帆す。 マ市の一族合に笈を解く。 な ŋ

明

上辞。而してこの月二上 株のでは、大きのでは、一次との ア・コと題し 十二と題にグラ

> に入り、哲學及佛蘭西語を十一月、ミシガン州なるカラ に地 を専攻す。 ラ 7 17

二月、九日、九日、 下 寄よ す 雪さから

0 旅 含品 10 日露開戦

傳記 大塚 日本 を聞く。 來る。「 本の新 所會の一員となりて、タコマよ
新聞雑誌齊しく齋藤森雨の計を 北江戸疾針の情趣を喜び、特 途に二十世紀社會の生存競 汇 報き

り 聖路易の萬國博覧・會に 本語 かたるものは、遂に二十世紀 大月、古屋 あるの 一員と十月、古屋 あるの 一員と 0 11 v " ヂ よ

働きていた。 一、月月り、カラマ 大、月月り、カラマ 大、月月り、カラマ 大、東盛頓 (二十七歳) せんとの下準備に速かに佛蘭西に渡る。 にす。

15 + 目往 月彩 余は 明っと 日よの をも 親 交から 待 益事 たで死き す 加益 も更に憾る日記

15 + 一鳥なし。 到だる 月亮 , HIE & 本公言 使し 館を解 附して、 獨し 育

十二 える。 連夜リイリック ※ 。 連夜リイリック ※ ※ ※ 連夜リイリック で、『市俄古の一日』『夏のに打たる。 して銀行政とり。 して銀行政とり。 との最大り。 はあって名優サラ・ベートではなり。 はおしての命なり。 はおしての命なり。 はおしての命なり。 はおしての命なり。 はおしての命なり。 はおしての命なり。 命なり 命なり。懊慨後を皆に接す。温音の独育 その技を ア を看て深き 途に意い金銭

の海点の を 脱等

九月のからずの内部というがならず。 デ ŋ ス てに ポトマ と識る ٤ 公園 1.1 に於て、 如い mj2 . } 女是 B

の家に轉ず。 の家に轉ず。 大男、銀行の勤務を付い 大男、銀行の勤務を付い し、酒杯を傾くる し、酒杯を傾くる 食をとす。に 明 一局 では、大学では、一次女子デス 紅青り、大学では、一次女子デス 紅青り、一次女子デス 紅青り、一次女子デス 紅青り、一次女子デス 紅青り、一次女子デス 紅青り、一次女子デス 紅青り、一次女子デス 紅青り、一次女子デス 紅青り、一次大学できる。 月3、紅青西區八十九年 (二十八年) + 育っと が無いる 九京 ななる。 漢だの 度を磨しか 日め ŀ なる 相見ざるこ 亦 佛陶西 テ 12 を共る 15

1=

相きこ

國語學校 の支那 語など 和村に入學さ

息を龍泉寺村

中の『書かでもの記』に詳し。)
中の『書かでもの記』に詳し。)
中の『書かでもの記』に詳し。)
中の『書かでもの記』に詳し。)
中の『書かでもの記』に詳し。)
中の『書かでもの記』に詳し。)
中の『書かでもの記』に詳し。)
中の『書かでもの記』に詳し。)
中の『書かでもの記』に詳し。)
中の『書かでもの記』に詳し。)
中の『書かでもの記』に詳し。)
中の『書かでもの記』に詳し。) の心は 門2 一篇2 小に動く。 ると きか 要正に 遊びて、 (E0) 0) 療に訪 事を生だに

即での来す一 宝ら 10 過寒 玄 命代せ Ų

これより先・一月、處女作、おぼろ夜』を「よいまり先・一月、處女作、おぼろ夜』を「新小説」に發表し、三月、「炯鬼」を「新小説」は「中」、柳浪と合作の名義にて『薄衣』を「女藝樂部』は上に掲げ、更にその翌月、合作くと、響いました。「おいからのでは、「東京な」を「女藝樂部」は上に掲げ、更にその翌月、合作くと、「東京な」を「女藝楽部」は「東京な」を「女藝楽部」は「東京な」という。 嚴谷小波 合作を変数

供等す。 に寄す。 しあし西 し れ りなり先手り 作がぼろ夜いを「 涼なない。 初 25 収え

明治三十三年 (二十二歳) を得て、協会。 では、 (株) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と、( (株) 本) と ちる

外國語學校に符の治三十二年

一の「書かで

り微い日かにし も衛星

秋、富士の門とは、 大る。芝居士の門とは、 大る。芝居古の門とは、 ででもり。 にではり。 ではより。 ではなり。 ではなり。 富士見町のはせり。 担の機能作法酸格に社会なり、歌舞伎座がなり、歌舞伎座が 旗亭萬源に に於てい を できる である 15 義和 剧性 手作也 件?

は

7

初

\*

1) 得

-L 篇2

連日品川或

以は深川扇橋の 、下谷佐竹ツ原

電がでんした

0

y

九段坂

ち

雪りの

小波、風葉、 谷に活動 東等山流 送別會ない 席きり 1) 紅葉

の意。雇ご を 古ご決ちる 意を決して應足學校の夜學に通び、佛剛西語であるしかも再び歌舞伎座に戻るを得ず。 一月、長篇小説、野心」を美育社より上榜。 一月、長篇小説、野心」を美育社より上榜。 一月、長篇小説、野心」を美育社より上榜。 一月、長篇小説、野心」を美育社より上榜。 明 十五個なおり、記念 花は関ッスだ (執筆に依り 新 出るが、一般に設め この稿件意

(488)

如是

雅盛』上演

先だた

團先

粉

起

耐"

難然 し。

HT7: 任元 敏》 雨 氏山 0 推击 惠 にて 同言 教师 文 學 利分 授品

だい 切断を この 前後よ 脆的妓生的 なはなる と難力及にず、念鬼 となりとなり となり

四月 一 月、『西班牙 「東京朝日新聞』 「東京朝日新聞」 刊た 文学 牙引 に連載さ 料势 · 發情。 T用的 屋とき ---月を寄る にてす。 終ら 座さ

0

に、異行本に冷笑。 であり、一年の大学という。 であり、一年の大学という。 であり、一年の大学という。 であり、一年の大学という。 であり、一年の大学という。 では、異行本に冷笑。 では、また人の、書房より できない。 では、また人の、書房より 五月、五月、倦怠、鑄掛松。を三田にて三一東見、片続、等を創物語、 1) 新橋 妙世家八 顶个 上次に馴染 7 す。この頃よす。この頃よ り出版。 ŋ

九月、明治座に『在の機関に十一年の開始にて』。十二月、『自由原動場にて』。十二月、『自由原動場にて』。十二月、『自由原動場にて』。十二月、『自由原動場にて』。十二月、『自由原本の機関には、「一月、「一般」には、「一月、「一般」には、「一月、「一般」には、「一月、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「他性、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、「一般」には、 七月 土 絶望なる。 傳通院 冷心 笑に 八月、二 九切り町 一九月、 流館の樂 以い運え

> 次じ 0 -1 TI

凹心 一思鴻舊

0

+

を製造して 書店より みだ川島牡丹の客島 )を「中央公論 で浮れ に發表。 後去し、一下本の庭におの人と世籍に銀座にあの人と

一月ご覧柳窓 治 四 + £. i 窓をいませる。 党 年 100 作 一者の死」二三十四歳) 改能題言

五月1、突動をして ではリウマチスにて ではリウマチスに では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、1000 では、10 女子 れ作み、マチスに 女との交流を深し スにて舞扇寺でぬる。 日夜大久保の書 (『春虹那一 改覧) 文學に發表。 電点に現る。 しかも八重 たる字の丸横 盐 7 - 53 漫画など

> 頂个 女亨 來 煎片 薬欠害草を たと む。 速 武治

松葉巴二 文學 玩意 間如 夜 基づす \*

の月某商家の ず。 商家の息女を娶る。琴思の「新橋夜話」を報山書店」 भी 四女と共 琴息 15 相常 和わ 村出は E 王 王

澄るく 不明 也 か 十二月、三十二 翌日突然父 又君危篤 の知ち 知友急遽心當り 悲報 1) と難りに言いた。に箱根に到る。 th

一店年 すし にに浮せ 浮世神の鑑賞い家館既に亡し。 前だ歳 夢<sup>30</sup> を 迎 ひ 欣然

仲舍

経ちくい

ならず、

破

一三田文學」に連載す。 「三田文學」に連載す。 「三田文學」に連載す。 、六、月、『浮世絵表す、八、月、『浮世絵表す、八、月、『浮世絵表す 年の 表す。山倉の原 ]]: 水江 iE~

八月智 0 從兄は當時 時 松等 る 育 と二句、 駐される 副 領 宝岩 十事な た行祭 初上り 旬にん を 移う

至は九り月か 『夜牛の 瀬はく全快に在った 更に湯号 『醉美人写長髪』の 二等を脱稿。 を 0 太常

3 H C 0 年七河沿 0 作品な 日夜 な ij n = 根 何れな なも在米中 港湾 秋幸の 0 物治た

+ 北

月的 等稿。 歌かり 形置き フ 8 夜喜 0 女先 を 聽 夜よ < あ 0 る المالة き をっ 等等 新り を

稿。章 五 旭想 、「舊法 界か 一般はできる。 と、太陽 太陽 一月一日 4310 0) 赤 ye 聴き Đ 等等 等を変が

七時時 友 のを

黄昏

日の地中海

等を執筆

1 月突 より 如此方 刄 として \_ りて言ふと 里, 動きの 筆等 何言的 號 物がむ。 たて 出版店员 "先等 外か なる正金 遊ぎ 舟口 4 F. オレ 5 を 知し 金 近銀行 胸まら 神事 た 0) 口言 を出帆

> 治 PU +

黑风七六 村に対した。 Hi, 物の夜鳥 着 7 7 して三月か 放蕩 計 巴" 胆" あ す 里? 銀丁 0 初 do 1) の小紅亭に於てか ď, 0) 行 大意物含な 改造 カン わ 0 げ 11:4 力 信事益々 一変変形 語を 保余丁町 再會か オレ 街 神文館」より上記を記したが、新潮」に残表。 0 英な 記書 初世 難だ 初めて上田柳らし世里に到る。 きを 蛇泉 U. 人い つ ŋ カン 5

治 く多きを加ふ。 # 婦朝後事心創作に 月の多音 -1-年 いに從事 -f-歲 た れ

ば、

そ

0)

作

147

潮道

明

學於 111-6 0 思感 夜ま から 1) 秀才文壇 新光 潮る 狐き 晚片 餐記 मंग्हें

二月 後 趣 といり 明稳 帝に の国文学の一覧は、 校 智

では、外の 發賣禁止 早稲世八 七月 を 滿克 なる Li. 月影 中央公論 平間紛糾 14 田文學 -} 知言 - 製造 深意味\*\* 大。川方に 歌和歌 ٤ 75 K を重なな IJ 集上 オレ 寄す を し為意 ふら 存装 新光等。 \$6 博士なっ W 途に -}-至常 論之 に 物高於 6 大在館 IJ HE & Ł 够过 7 を博行 生活 11. 在 即 即 新人 院 文が 刻る # 寒

九省 1 趣心 月台山等 味 4 だ川漬 1 0 泉 新活 ほ 能的 1) 掲に . ,を 额疗

始出 げ、小統治局 む 見でで 新生 1L 朝る 03 者品 82 新光 を易え 0) 要の 東京 115 112 風言 据以 朝野中央 形长 小岩 央公論 より 新聞え 央公論 Lig に後 に連載さ に掲れ 12%

明 陽点 治 應 我" -[-熟品 文學 科刷新 事起さ

11

來

林 太左

即常

風』を上演中の

なり。偏奇館内和宝を作

を伴ひてな

る。

服を酸な

殿し、寢るに猶洋衣を棄っ 、總て綺子卓子を用ゆ。こ

棄力

べつる英な れより

和わ

人を発展している。

「偏奇館の

一小説作法

陽堂よりし 二月、江江

12日本では、19日版。 四十二歳) 出版。

か

83 役しの 春陽堂の『荷風全集第 金龙 に出づ。

---

月、『荷風全集第六卷』

\_\_ H 版さ

梅吉が許に 七月 六月、『荷風全集第 

地所を選定 一月、『荷風全集第三 後』上梓。

大

IF.

大正 一時、「 + --

间层

ちに

一春陽堂戲曲選集

祝難記。を「明星」に掲ぐ。 あり、砂糖」を「趣味」に寄せ、 として上梓。 寄せ、 --二月、『寫

る。帝國劇場に『三柏葉樹頭夜の新築成り、築地より老婦一の新築成り、築地より老婦一の新築成り、築地より老婦一 の二著を春 三月で称のわかればを春陽の大正十一年(四十四歳) 大正

七月、「佰爵』を帝劇に上窓で『二人妻』を一明星」に連載に生物の を常園に上演。これ 月りま

> たのこごと「を」明なり。『十年 森先生 秋季の わ と一を帝劇に 年振しを、中央公論 限に上演え 伊芸 優ら

iI

を「女性」に連載せしが、五月に至り、大正十三年(四十六歳) 十二月、『下谷遡波会志』脱稿。十一月、『凡邊の記』を「女性」十一月、『凡邊の記』を「女性」を「ない」を「ない」を「ない」を「ない」を「ない」を「ない」を「ない」という。 大正 九月、『麻布雑 五月 す。 独於淡 (後に 季中喜 五月に至りて中止さ より に寄す。 下谷叢話 出版。

(注

開花一夜艸り二百十日 九 0 ケ月に互り 5 新小説 偏奇館漫鉄を七、 こに掲載。

春陽堂よ

HIE

雨清清

(493)

<u>--</u> -かの忌諱に觸れてなる。 花笠森」を「三四 三田文學 に掲載

の「三田文學」に發表 命水春信 クウ 0) 錦繪 歌麿及北盛傳は 一泰西人の 物まな 見たっ 何ら る為診 12 北京 祭ぶ

大正三年 月、『散柳窓夕祭』を拠りている。 三田文學」に対象を製造を製山書店よ より

劇響を表類ので 「三田文學」に 表類期の浮世籍。 世籍『江戸演劇の特徴』等行世籍研究』『学世籍と江戸 に連載し始に連載し始に 演え

八月、市川左園次夫妻の 大月、市川左園次夫妻の の窓が 脩にて八重女を正

一月二四年 ししっし

愛賣禁止の厄に遇 より出版 L 2年行本で夏なったからでんなっ 風俗上良し 上良しからずとて夏婆」を籾山書店

重女突如として去

17

1 再系

25

煙火

0

0 新廬成

ŋ

断だ

し手拭下げて出で來る娘女

遇

地に現る 五月、一荷風傑作鈔」を刺嘴に移りしが、八重女際に移りしが、八重女際に移りしが、八重女際に移りしが、八重女際に移りしが、八重女際に移りしが、 地古 現まな 築地一丁川 柏梅頭夜風」を「 女気 女との交情・再燃して復いる。 からとうできない ため ないとうできない また 作者の裏 文學

、第地より柳橋代地河のかち を変形ではず 一人をはたなが 石菖や窓から見える柳橋 初山書 地河岸になっ 店だ より 上梓。 移 3. 隨認句《

草」を「娛樂世界」に

寄す。

大 大正五年 (三十八歳) 一月、『花紀』を「三円で 三月、腸の病常に思い 三月、腸の病常に思い 四月、雜誌「文明」に「三田文學」の編 七月 はずぐさ』(連載 一夕』長篇『腕 机 大久保 一發表す。 雨 摩" くら かりて慶應義と 編輯を 取内に普請中 こを發刊し、創 矢立た 立た の記号うぐひ ~ 」(連載 文學」に 節に ほしからず、教授 戦)等を連用して変那人」 ち 我想を退ま T 筆しを 刊號 掲載 航に随筆『矢 同時 0)

八

、『葡萄棚』を「

中央公論

に寄稿。 0)

十二月、「花月」慶刊。

1)

築地二丁日三

十番地に大久保

E

移う 即宅を

うれ

IJ

作が

より上梓。同月「女明」を腹砂 おり上梓。同月「女明」を腹砂 は、「咳がややら」。いづれも、 は、「咳がややら」。いづれも、 は、「咳がしらべ」を単行を を発行を は、「咳がした。」。 正六年 九 こを単行本とし 電楽地

大正 『夏ごろも』『來産院を「三田文學」に寄す。 を「三田文學」に寄す。 タからだち 一月 せていおかめ作っの おかめ笹(前篇)を 、「断陽序雜薬」を初山書店 立秋所見一等を連月同志 四 來花花二二學出 續篇をも連載 で創かっ rhi g 央公論 刊党 載、 ポートナ AJE T ナル 掲載。 草葉の カン t 0 型をの内容を 本 0 記 [77]

| 発 兌 楽京市麹町區内           |         |                    |   | 昭和二年九月五日 發行      |
|-----------------------|---------|--------------------|---|------------------|
| 内幸町一丁日<br>空<br>で<br>地 | 印刷      | <b>發</b><br>行<br>者 | 著 | 現代日本             |
| 改                     | 杉東      | III.               | 永 | 文學全集             |
| 電 接                   | 京市 山 英语 | 東京市鐵町區內奉町一本        | 井 | 第<br>二<br>十<br>二 |
| ☆ 近番番 川上              | 賀町一ノニー  | 丁山参维地              | 古 | îî               |

剧印含英秀 砂盒牙槛

昭和二年 四人的 成島柳北の日記につきて『、五月』柳 一十九歲

大正 性」に寄す。六月、『絲のも を共に「女性」に發表。四 2 苦樂」に、『葷菴漫筆』(至十月連載)を「 月がい の月重印荷風全集第五卷』出づ。 四年 七月九日の記し、二月 月が つれ」苦樂 つくり話しを 「ちょれ髪」 -0 女员

三月、下谷叢語『四月』『荷風文彙』『重印、正十五年―昭和元年 (四十八歳) 七月 輕井澤に暑を避く。 八月、佛優市川左園大に誘はれて前て信 やどり盤」を「中央公論 一發表 -j-

大正

風全集第三卷』、六月、『重印荷風全集第四卷』、

荷盆

九月、『重印荷風全集第二卷』、十二月、『重印荷のようでないますのとなっている

節す らる。 るや、 を成す 知ると 今回改造社と日 の譴責を買はずんば幸なり 小說隨筆合計十三 傳の執筆等一切を挙げて余に一 くもあらず。 雖 余不敏にしてその任に適せざる 荷風先生本集に必要なる編 **懜學素より** 師恩の深きを思へば又徒らに 本义學全集の 篇を選み、 乃先生 能く為す の作品中より 解めて 出版契約 無し。讀 科 任 を

ひろくやさしき

七月、「食間の女」を「苦樂」に書く。 風柔集第六巻、何れも春陽堂より發行。

登樓を怠らず。

瞬好きの文塩人類

に之れ

٤

頭更に意に介する事なし。

なりし

が、昭和二年

一盛夏の今日に至るも

迎夜 容と

の年初節

夏の候より銀街の一茶肆虎樓の

邦 枝 70

# ましろの月

論」に寄す

「伽史の『柳橋新誌につきて』を共に「中央公院」

五月、『重印荷風全襲第一卷』上梓。

繁のかげ まし 森にかいやく。 あい愛するもの。よとい 枝々のさるやく 3 0 月音 は 際。 付

州岩

池谷底された その柳には風が泣 いざや夢見ん、二人し いと暗き水柳

鏡光

0

月の光は 降りてひろごる夜の空。 意 づけさい うつくしの夜や。 虹色 とな

こ我理様によりし



GTU Library 2400 Ridge Road Berkeley, CA 94709 (510) 649-2500





